

C1111/7-84

B 5244 N34A1 1940 v.5 Nakae, Toju Toju sensei zenshu

East Asiatic Studies

PLEASE DO NOT REMOVE

CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY





滌 树 光 生 全 集

B 5244 N34 A1 1940 5



#### 像哲十子孔聖至

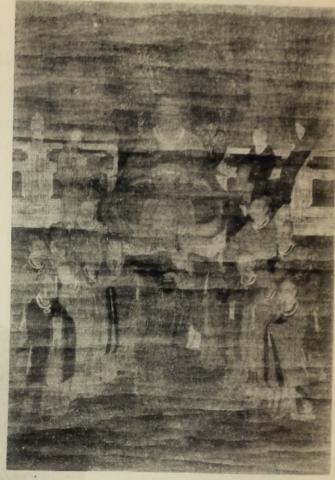

四第傳補並傳聞狀行子夫藤 (藏院書樹藤) 照參項四十

像畫生先明陽王



餘中學留那支年四十正大が士博瀨高軒惺は**像畫此** 藤を眞寫のそてしにのもるたれら得て於に方地姚 (藏社神樹藤) りなのもるたれらせ納奉に社神樹 Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto

居御 佐麻児代言製品 春·安與月正海呼風忘光尚 春·安與月正海呼風忘光尚 春·安與月正海呼風忘光尚 春·安與月正海呼風忘光尚 春·安與月正海呼風忘光尚

像畫生先山蕃

在联三年的福亚州海上大和沙州等的四班人在那次中等的四班人在那功生

像畫生先山岡

(幅藏庫文山蕃 江近) 懿親川北內領藩津會舊)



照參項四十四第並項八十三**第傳補** (幅藏院書樹藤)

翁懿親川北內領藩津會舊) 村山北郡摩耶孫世七系正 (幅藏氏夫俊內坂 誌雜行發月五年七正大据) (號三十百第學明陽



#### 藤 樹

#### 第五(別)册目次 先 生全集

## 卷之四十二 (百卷之四十二)

| (解題並凡列) | 道統之傳    | (附)藤樹先師學術旨趣大略 | 藤樹先生行狀〔藤樹先生逸事(再刊追錄)〕                     | (解題並凡例)             | 本     | (附)川田藤樹先生年譜    | 藤樹先生年譜…(岡田氏本)                                                                                                                            | (解題並凡例)                                     | 藤樹先生年譜其の他の內容細目一覽表 |
|---------|---------|---------------|------------------------------------------|---------------------|-------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|
|         | (解題並凡例) | 道統凡例…         | 題並凡例···································· | 題並凡例                | 題並凡例) | 題並凡例)          | <b>2</b> ) 川田 藤樹先生年譜<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-                                                                   | 世 成 付 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( | 題並凡 例)            |
| 藤樹先生事狀  |         | 統之            | 道統之傳                                     | 道統之傳<br>一遊樹先師學術旨趣大略 | 道統之傳  | (E) 藤樹先師學術旨趣大略 | (E) 藤樹先生年譜<br>(E) 藤樹先生年譜<br>(E) 藤樹先生年譜<br>(E) 藤樹先生年譜<br>(E) 藤樹先生年譜<br>(E) 藤樹先生年譜<br>(E) 藤樹先生年譜<br>(E) 藤樹先生年譜<br>(E) 藤樹先生年譜<br>(E) 藤樹先生年譜 | 道 統 之 傳                                     | 題並凡 例)            |

/角是 3

藤樹先生全集

第五(別)册

目次

| 口 口 熊 橋 治 オ を 離 洗 素 を 化 離 出 化 離                                 | 七、 登者を兪ケ | 三、淵岡山學派の著書に散見せる逸話十一條… (三)一一、修養法(三)一、 郡奉行に抜擢せらる(一) | 藤樹先生補傳 | 樹先生別 | 藤夫子行狀聞傳之序 |
|-----------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------|--------|------|-----------|
| 一九、藤樹先生の眞蹟に就いて(云)<br>一九、藤樹先生大淵鮮任の事情に就いて(云)<br>二一、近江聖人の稱號に就いて(云) |          | 一四、口碑、分部伊賀守に謁す(三)一三、口碑、酒か寶る(三)一二、口碑、酒か寶る(二)       |        |      |           |

| 一、熊澤伯繼(四)                       | 一、池田光政公〔再刊追記〕(一)       |
|---------------------------------|------------------------|
|                                 | 門弟子並研究者傳               |
|                                 | (解題並凡例)                |
|                                 | 卷之四十四                  |
| (七) 集成せる中江氏の系圖············(10k) | 六、風早郡に於ける藤樹先生の遺蹟に就いて…( |
| (六) 佃彦六の筆に係る中江氏の系圖(10至)         | 五、大洲に於ける藤樹先生の邸址(語)     |
| (五) 折紙を原據さしたる中江氏の系圖(10至)        | 狀(四三)                  |
| (四) 中江家累代之折紙(                   | 四、江西に於ける藤樹學の消長ミ先師追慕の實  |
| (三) 中江彌三郎勤書(卆)                  | 附、藤樹書院維持法の確立           |
| (二) 大溝分部家略系(七)                  | 三、歿後に於ける祭祀の模様 其二(竺)    |
| (一) 大洲加藤家系圖(些)                  | 二、歿後に於ける祭祀の模様 其一( 三)   |
| (附) 加藤家分部家及中江氏系圖其の他( 空)         | 一、光格天皇叡旨を賜ふ(三)         |
| 四五、藤樹神社什實(八)                    | 〇、分部候租税を発す(壹)          |
| 四四、藤樹書院什實(                      | 九、郷人景仰諸侯を恐れず(三)        |
| 四三、藤樹先生御木像に就いて(三)               | , 橘南溪の藤樹書院參拜記          |
| 四二、藤樹神社の創立(七)                   | 一七、先師之御墓所石園垣建立覺(三)     |
| 四一、大洲に於ける藤樹先生銅像の建設(も)           | <b>***</b> (50)        |
| 四〇、藤樹書院炎上(充)                    | 六、藤樹先生母堂墳墓移轉に闘する常省子の書  |
| 三九、藤樹先生の家紋に就いて(穴)               | 五、藤樹先生に關する諸子の評論(二六)    |
| 三八、藤樹先生畫像に就いて(                  | 四、                     |
| 三七、中江藤樹書置一卷の傷作なるここを辨ず…(合)       | 三、藤樹先生の國家的精神に就いて(二))   |

| 湖學紀聞內容細目 | (解題並凡例) | 止善書院明倫堂成告文成王公藤樹先生文(五)一 | 祭縢樹先生文(五) | 拔本寨源論私抄序(三)  | 藤樹全書國字序(二)      | 藤樹先生全書序(一)       | 湖 學 雜 纂 | (解題並凡例) | 卷之四十五 | 五一、中江三(九0)           | 五一、岡田仲實(6)                      | 〇、中西又左衞門 | 四九、松下仲伯(二) | 四八、徳田氏(八)              | 四七、万木孫七郎(八) | 四六、早藤氏(充)   | 四五、安原伯正…附 仲武・霖裳(六) | 四四、中村仲直(主) | 四三、岩佐光伯(七一) | 四一、法勝寺(七0) |  |
|----------|---------|------------------------|-----------|--------------|-----------------|------------------|---------|---------|-------|----------------------|---------------------------------|----------|------------|------------------------|-------------|-------------|--------------------|------------|-------------|------------|--|
|          |         |                        | 追加(一六     | 告同志諸君先師年忌說(三 | 止善書院記······ (10 | 止善書院明倫堂成祭執齋先生文(八 |         |         |       | 六三、藤樹先生全集編纂者篠原元博(10] | 六二、未詳十七人(附)[郝田權右德門(再刊追記)]:(100) | 六一、吉村氏   | 〇、小川庄治郎    | 五九、志村吉久…附 研究者仲昌及儉藏 ( 空 | 笠原竹友(       | 五七、山本茂助 ( 些 | 五六、谷川左(55          | 五五、谷川寅(九]  | 五四、中江數馬(20  | 五三、        |  |

| 答都築氏質問(五) |        |       | 同人書   | NII<br>LH | 111  | 常省先生文集 | (解題並凡例) | 卷之四十七 | 岡山學派に闘する著書 | (附)植木是水翁行狀略 | 外藤樹學道統譜 | 會津藤樹學道統譜 | 會津藤樹學道統譜序 | (解題並凡例) | 卷之四十六 | 湖 學 紀 聞 | 新花学位有数 金 2 次 近 1 号 |
|-----------|--------|-------|-------|-----------|------|--------|---------|-------|------------|-------------|---------|----------|-----------|---------|-------|---------|--------------------|
| 人答:       | 答原田知辰( | 致知之解( | 答佐治氏( | 答原田知辰書(七) | 所子戶( |        | 7.0     |       |            |             |         |          | 三元七       | - J     |       |         |                    |

| (解 题 並 凡 例)                             | 第省先生文集續編         第省先生文集續編         「元)         「元)         「四田氏冠禮其一         「元)         「一日」         其三         「元)         「本」         「大」         「大」         「大」         「大」         「大」         「大」         「大」         「大」         「大」         「元」         「元」         「元」         「元」         「元」         「元」         「元」         「元」         「二」         「二」 | (コ)         (ロ人答・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 大題詩                                     | 竹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <ul><li>■ </li><li>■ </li><li>● </li><li>反 </li><li>● </li><li>●</li></ul> |
| 熊 張 · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| 1 | 除姚學苑叙     | 餘姚學苑序 | 藤樹先生手簡序        | 藤樹先生年譜序      | 刻滕樹遺稿序     | 藤樹先生年譜序  | 鄉黨緊傳序     | 學庸解叙       | 心學文集序記序同 | 藤樹先生文集序                                 | 序         | 景慕詩文集                                   | (解題並凡例):                                | 卷之 | 失題诗      | 失題詩世序断片                              | 丁父憂乙酉元旦詩寺序… | 失題詩   | 失題诗       | 壬午之春詩序断片  | 王午之春元旦诗世序歌 | 面粒类生全集 省五一号 明 |
|---|-----------|-------|----------------|--------------|------------|----------|-----------|------------|----------|-----------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|----|----------|--------------------------------------|-------------|-------|-----------|-----------|------------|---------------|
|   | :         |       | :              |              | :          |          |           |            | •        |                                         |           | 附                                       | •                                       | 四  |          | •                                    |             |       |           |           |            | 1])           |
|   | 新幼        | 伊     | 洛              | 大            | <u>ili</u> | 4        | 石         | 稻          | 近        | 岡                                       |           | 111                                     |                                         | +  | t   1    | 赤                                    | 岡           | חל    | 111       | 作         | [ii]       | -3.           |
|   | 納時升       | 東     | 日              | Ш            | 希          | 義        | 川惟        |            | 氏無       | 田季                                      |           | 二世刊追錄                                   | •                                       | 1  | ìT.      | 33                                   | H           | 111   | 水         | 者未        | 人          |               |
|   | 升伯剛…      | 之     | 苍              | <u>Z</u> 11: | 颜          | 都        | 元         | 游          | 射        | 敌                                       |           |                                         | •                                       |    | =        | 長:                                   | 猪:          | †i.   | -t:<br>:  | ni Y      | ?          |               |
|   |           | ·     | •              |              | -          |          | •         | •          | ·        | •                                       |           | •                                       | •                                       |    | 76.      | ———————————————————————————————————— |             | ( I'Y | ·<br>[14] | ·         |            |               |
|   | -L.       | ~     | ~.             | 71.          | Ti.        | (P)      |           |            |          |                                         |           |                                         |                                         |    | <u> </u> | `                                    |             |       |           |           |            |               |
|   |           |       |                |              |            |          |           |            |          |                                         |           | •                                       |                                         |    | -        |                                      |             |       |           |           |            |               |
|   | 書藤樹書院 扁次二 | 鲁     | 跋(原謹以遡言        | 跋藤樹先生致良知     | 跋(藤樹先生遺稿): | [i]      | 政(戊子之歲旦)… | 條樹先生書簡雜著跋… | 跋        | 序(藤樹全書)…                                | 滕樹先生年譜序   | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |                                         |    | 失題       | 红                                    | 失题          | 敬依奪的  | 癸未之春鷄旦詩並  | 詩序斷片      | 和          |               |
|   |           |       | 原謹以遡言錢熊澤氏之行)…山 | 及知三大字真蹟      | 稿)         |          |           | 程          |          | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 7         | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |    |          | 錄                                    |             |       | 市旅厅       |           |            | 7             |
|   | 分         |       | ili            | 大            | :          | +        | :         | :          |          | 谷                                       | :. 模      |                                         |                                         |    | 熊        |                                      | :<br>100    | 加     | 20%       | :<br>[1i] | 1 1        |               |
|   | 部         |       | 迎              |              |            | 井        |           | र्गा       |          |                                         | ·楼嶺分部光貞…( |                                         |                                         |    | 澤        |                                      | 11t         | 澤     | 滌         | 人         | Jil        |               |
|   | 昌         |       |                | 後            |            | 131      |           | 定          |          | 釵                                       | 部光        | :                                       | :                                       |    | 1        |                                      |             |       |           |           |            |               |
|   | 命…(回)     |       | 補              | 林            | 略          | 34       | 試         | 源          |          |                                         | Li        |                                         |                                         |    | 了介:      |                                      | 兀           | - ^   | 1/2       | ·)<br>:   | 熊          |               |
|   | -         |       |                |              | , _        |          |           | 0          |          | 72                                      | ^         | 174<br>75                               | :                                       |    | -        |                                      | -           |       | -<br>/i.  | ni.       | ni.        |               |
|   | NA.       |       | -              |              | -          | <u> </u> | 0         | C.         |          | , ,                                     |           | 1                                       |                                         |    |          |                                      |             |       |           |           | 100        |               |

| 讀祝(百五十年祭)                       | 慶安元年子八月藤樹先心卒去悼之文松 村 這 雪…(三) | 件                                    | 德本堂記···································· | 機樹書院參拜記··························大 鹽 中 齋···( 元) │ | 寄題條樹書院 | 膝樹翁墨跡爲恒川君·······河 田 興···( 服樹分斗草鉛後 ·········河 田 興···( |                  | 題藤樹遺墨古賀精里…(六)一題                     | 書機樹先生手書後       青 番 ・ ( 豆 )         書機樹先生手簡後       河 田 興・ ( 豆 )         書機樹先生真蹟       平 二 洲・ ( 豆 ) |
|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 三輪執齋書狀淵貞藏外十一名…(三)年始狀淵貞藏外十一名…(三) | 松平日向守に宛たる書翰の一節…(            | 常省先生書翰一節(一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一 | 久邇宮良子女王殿下御作文御下附奉告祭祝詞··                   | 皇后陛下御使御差遣祝詞野呂周一…(三)藤樹神社鎭座祭祝詞鳥居清憲:(三)              | 良      | 心洞同志祝文高瀨武次郎…                                         | 祝文東 敬 治… (三0) 祝文 | 祭藤樹先生文杉 浦 重 剛…(元)二百五十年祭祝文川越庄右衞門…(元) | 祭中江藤樹先生文····································                                                      |

| 同高崎正風…(至)一 | 同来久世通禧…(至)  | · 操                   | 中江藤樹                | 参拜の折よめる河村 敏 貫… (モ) | 同——————————————————————————————————— | ける一非 貞 温… (        | 弘化四年八月二十五日二百年祭の折よみて奉り |                 | 弘化三年七月二十三日藤樹書院へ詣でてよめる | 和歌 | 藤樹神社鎮座祭頌詞高瀬武次郎…(英)    | 頌詞      | 藤樹先生賛高瀨武次郎:(至) | <b>貸杉浦 重剛…(</b> 至) | 中江藤樹先生像贅東澤瀉…(歪) | 養       | 高瀨武次郎…(臺) | 大正九年三月七日謹祝藤樹先生三百十三回誕辰 | 微恙不得隨行賦蕪詞一篇以贈:岡 邨 達:( 西 ) | 大正己未十一月洗心洞諸賢往拜藤樹先生遺跡叟 | 次井上前水韻杉 浦 重 剛… ( 西 ) | 訪藥樹書院賦所感 圓 了 道 人… (西) |
|------------|-------------|-----------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|----|-----------------------|---------|----------------|--------------------|-----------------|---------|-----------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 俳句         | よめる高瀬武次郎…(五 | 大正九年三月七日藤樹先生三百十三回誕辰の折 | 藤樹先生頌徳の歌松 浦 辰 男…( 五 | 今樣歌                | 中村啓次郎::(五                            | 大正乙丑五月二十一日藤樹神社に詣でて | 上原 信順::(              | きさいの宮の御代拜をかしこみて | 同小川喜代藏…(兲             | る  | 皇后陛下藤樹神社へ御代参の節つゝしみてよめ | 高瀬 勝子…( | 藤樹神社の鎭座祭を祝し奉りて | 同猪熊 夏樹…( 天         | <b>伺須川信行…(</b>  | 同大口鯛二…( | 同恭原嚴雄…(   | 同                     | 同(五                       | 同千種 任子…(吾             | 同柳原 愛子…(至            | 同                     |

| 跃                     | 補遺並補正(附)[再刊追錄]… | 總 第 引(全冊通檢二改五) | 目   | 卷 | 偏標 長 天 安 | 1) 美州言:) 直蓋 写用销盘                        | て編成              | 二現存せる間田氏本によりて新に編成し | 一條樹先生全書岡田氏本日錄 | <b>資料一覽表</b> | (解題並凡例) | 卷之四十九 | 同            |      | 参拜の折天 地 篭: | 同品 逸:     | 蝶:          | 藤樹先生二百年祭の舉けられし折                       |  |
|-----------------------|-----------------|----------------|-----|---|----------|-----------------------------------------|------------------|--------------------|---------------|--------------|---------|-------|--------------|------|------------|-----------|-------------|---------------------------------------|--|
| Sage of Omi. By Galen |                 |                |     |   |          | 100000000000000000000000000000000000000 | したる目次…(附) 鷹軒文集目次 | たる日次               |               |              |         |       | …(咨) 大廳中齋寄附狀 | :(公) | :(         | : (死) 琵琶歌 | :(死) 汝成汝我獨我 |                                       |  |
| M. Fisher1-72         | 次元              | TK X           | (A) |   |          | ( '')                                   | (1)              | (1)                | ( )           | 11.          |         |       | (公门)         |      | 在野真次郎…(穴)  |           |             | ····································· |  |

## 挿 繪 目 次

|      | 11    | 一、                                                            |
|------|-------|---------------------------------------------------------------|
| ,    | 11    | 一、「徳本堂」堂號御下賜に願する古文書                                           |
|      | () () | 一、光格天皇御下賜。徳本堂」堂號 右大臣一條忠良公筆                                    |
|      | 11    | 一、                                                            |
|      | 11    | 一、講堂地子御兔御黑印 其一、其二                                             |
|      | "     | 一、藤樹先生御墓所石閣垣建立覺(                                              |
|      | 70-   | 一、藤樹先生長男中江太右衛門氏墓碑*                                            |
|      | 11    | ・ 藤樹書院ご先生遺愛の藤                                                 |
| , ,  | 11    | 、 藤樹先生遺品 遺服・酒壺で暖簾                                             |
|      | ·     | ,夙與夜寐箴圖                                                       |
| ブレ   | 六     | ,道 統 傳 藤樹先生眞筆                                                 |
|      | · //  | 、中江家墓碑三基 藤樹先生母堂·藤樹先生。常省先生···································· |
| Tar. | .( )  | , 上なる底本及對核本 八 種(                                              |
| 首    | 後     | ,岡山先生畫像(                                                      |
| 首    | 卷     | 、著山先生畫像                                                       |
| 首    | 卷     | 、                                                             |
| 首    | 卷     | , 王陽明先生叢像(                                                    |
| 首    | 卷     | 、至型孔子十折像                                                      |
|      |       |                                                               |

|  | 月代 元代 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |
|--|------------------------------------------|
|  |                                          |

六

藤樹先生全集 第五(別)肋 目次

| Ryōchi<br>Divinir<br>b of N | Nakae Tōju, drawn by Kanō Yuhō of Kyoto  The Wistaria Vine  Tōju Shoin  The Shrine Room of Tōju Shoin | 野君山。鈴木豹軒。加藤天淵諸博士並近藤亮巖大僧正景慕詩省先生鎗術竟狀其他。大鹽中鶯寄附狀 | 一、樣 泳 和 飲 山縣有朋·東久世通禧·高崎正風 | <ul><li>一、 三輪 執 齊 書 狀</li></ul> | 一、        |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------|
|                             | (Frontispiece) (6—7) (16—17)                                                                          |                                              |                           |                                 | (gu) (gu) |

#### 藤樹先生年譜

元和元年乙卯一八歲 幼時郷に在りし時の 藤樹先生の出 七日藤樹先生誕生 慶長十三年戊申三月 日

同 言から 三年丁巳一十歲

先生祖父に從つて大 洲に往く一風早へ行 庭訓式日 祖父

同 食に丁りて三者の 五年已未 恩

司 を思ふっ 六年庚申一 十二歲

樹

#### 藤樹先生行狀

200 の人に教ふる外儀によ 歳大學を讀んで志を立 先生を携へて豫州に移 藤樹先生の出自 るべからすー易經を學 倭國の書--壁書 る―幼時の行狀 つー十三經並諸子百家 + 聖人 祖父

[[i]]

一年内辰—九歲

先生祖父吉長に従つ

て米子に行く一

詩 (二十六歲)(訛)— 母堂先生を慕ふ一致仕 懷母

來 像州の小子先生を慕ひ 學 學 舍

### 藤樹先生事狀

藤樹先生の出 自。

+ 一歳始て大學を

幼時

0)

恭儉。

讀んで志を立つ。

弱冠 む。 (訛傳) E 子 0) 書を讀

十三經を通

誦

す。

母堂 すー學舍 0) 爲 に祿を辭

易簡明白

開盟 學問 の主意頭腦 本

附

馬術十

一ケ條。

## 藤夫子行狀聞傳

系譜

〇惟命 〇吉次 〇吉長 誕生 事歷。 事歷。 祖父に

學ぶ 若黨 すー の書 三經 伴は 思ふの詩―致仕致仕 先生の述懐 の教育 りたる先生の處置 んこす。母應ぜすー 食三嘆 文字を習ふ一父祖 致仕に關して取 母を豫州に迎へ 一母を江州に省 れて伯耆に行く 壁書―易經を 先生命を京師 諸子百家倭國 天梁和尚 立志一十 一老母を

#### 藤樹先生別傳

段 事 師來る(訛傳) 養はる一 0) 藤樹先生の出自 を忘れず 師大洲公を戒む を學ぶ一恭敬 を以て傲慢の人こなす より集る 盗賊の來るを豫知す 先生死に至るまで母 誕生 缺落者を捕ふるの手 3 園棋を學ぶ 辭任願書 出羽守泰興に 卒 門弟子諸國 去 淀舟咄。 盤珪禪 盤珪禪 一祖父に (訛傳) 馬術 先生

藤樹先生年譜其の他の内容細目一覽表

| 書を讀む。<br>同 二年乙丑―十八歳<br>同 四年丁卯―二十歳<br>朱學を崇ぶ―中川貞<br>朱學を崇ぶ―中川貞 | 語の講を聞く一大洲 高の講を聞く一大洲 で   一次更に及んで   で   で   で   で   で   で   で   で   で | 和母率。<br>一種の心深し、<br>一種の心深し、<br>一種の心深し、<br>一十七歳 | 須卜の變 先生の勇<br>一大洲に歸る。<br>一大洲に歸る。<br>家を諸士の對話を聞<br>いて之を怪しむ一曹<br>で表表。 |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 窓の字義。<br>意の字義。<br>意の字義。                                     | 大學解ミ考-意知の                                                           | り先なるはなし。<br>り先なるはなし。<br>り先なるはなし。<br>り先なるはなし。  | 大學の解―陽明先生全<br>書を讀む(二十八歲×異<br>歌) 良知―格致誠修云<br>云の詩。                  |
| 先生夢について語の心位。                                                | 発<br>中川権左衞門狂見の<br>中川権左衞門狂見の                                         | を持誦す。 を持誦す。                                   | 基本<br>生の信仰。<br>大世の信仰。                                             |

語の

解一太乙神を祭

中川熊來學

翁問答を著は

す

銘を作る。

標次

闘詭並原人を著はす

藤樹規並學者座石

來學

1 1

111

貞良來る

吉田

几來學

持敬

生の

結婚一行

川寅落

小川氏來學

合左來學

の詩

池田某

何すー

嶋川

子に

に俟つー

廿八歲

歲

了介來學―中村叔賞 來學―嗣子虎生る― 詩經を講ず―中西氏 弟子ミなる―清水氏

啓蒙を著はすー

熊澤

王龍溪語錄並王陽

| 七歳ととで江州に歸          | 同十一年甲戌十二十一 | 別りを母を思ふの詩  | 意 十年癸酉—二十六                 | 45 | 歴せずー      | <b>豫州に迎へん</b> ミす。      | 验         | 同 九年壬申一二十五 | 西に省す。     | 孔子三なす一母を江  | 荒木氏先生を目して | 该         | 同六年己巳一二十二  | 大學啓蒙を著はす。 | 藏         | 同 五年戊辰—二十一 | を以て祖父を祭ろ。 |
|--------------------|------------|------------|----------------------------|----|-----------|------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| 先生の家庭。             | 前少將光政      | 先生の逝去―臨終の一 | 邑令に對する恭敬。                  | 7  | が一前里君皇を奪続 | 生の信仰                   |           | 先生の起居動作。   |           | 先覺の得失を論ぜず。 |           | るの大要一瑟僧。  | 教育法―先生學を講す |           | 孝經一愛敬己良知。 |            | 智の説―習の歌   |
| 防箭法!直進避くる          | 9          | 一先生心を動かさ   | 城                          |    | 異なっ       | むるは農夫の業を治<br>學者書を讀み學を務 |           | 逸樂を戒む。     |           | 用意こ意念。     |           | 時の光景。     | )          |           | 200       | 親炙せる間の心の狀  | 門下の學者が先生に |
| ―御暇を請ひ小川村造はさるべき議あり | 川村に於て學を講す  | 撃咬奉行―致仕―小  | ――幼時―光政侯に召<br>- 一 公時―光政侯に召 | 事歷 | 官         | ○宜伯―事歴。                | て自ら任ず一先生の | ―葬送―先生道を以  | 事—備前少將光政侯 | 去―先生の臨終―喪  | 男季重生る―先生卒 | 死去—鑑草刊行—三 | 引見すー夫人高橋氏  | 一分部伊賀守先生を | 鐺生る―仲條太來學 | 岩田仲愛來學一次男  | はす―加世五來學― |

[i] 京師に俟つ一自活の ついての先生の處置 十二年乙亥一二十 岩黨を憐む一命を

の狂見を愛ふっ

自

らの任ごすー中川

先生斯文の興起を以て

先生の永眠を惜しむ

先生の多能

者書

の君子。 本朝道學の 開祖 17

附

言を聞き自ら治む。

嶋川子に逢ふー小川

來學。

京師に至り池田某並

九歲

同十三年丙子一二十

を語る。

啓蒙を得 先生所感 學ばんミすー易學 京師に至りて策儀を

藤樹先師學術旨趣大

司

十四年丁丑一三十

の天験。 して之を與ふ一自然

道統之傳

べからか。 て唐上に渡るも供る 舟に乗じて湖を渡 は危し一一葉に乗り

n

十五年戊寅一三十

大野了佐來學—中川 谷川寅落合左來學 貞淑

池田氏來學。

高橋氏の女を娶る一

儒教中に包まる。 の與旨また悪く吾が 母堂佛學を信ず一そ

學を講す 江西文内

常省先生一狗尾を

へ話る

京都に於て

益なし。 時船の至る甚だ國に

の大火一常省子郷に 知二百斛—江戶下谷 著はす―また對州君

へ召さる--息藤介新

閑居 喪に服す。 歸りて述懐 卒去—葬送 藤介對州より歸 一小川村に歸る 一石碑 京都に

て先生に見え中川氏

良醫三君子一淵氏始

ご語る―先生淵氏の

先生の門下並私淑者。 先生の著書

淵源兵衛 熊澤了介。

7

淵氏船を傭ひ價を増 る 中川權左衛門。 谷川立朴。 义右衞門。 山脇左右衛門 中村亦之允。 加世八兵衛。

[1]

十八年辛巳一三十

を流む。

らしむ一王龍溪語録

に洩れて板行す一破

癸未春梓人の手

翁問答を著は

經を撰ばんごして成

と神を祭る-太乙神

件理會通な流

む一太

何朝孝經を拜誦すー

の誤り一一民法を犯す 邑令八大島三郎左衛門)

一謹篤の至。

[ii]

十六年己卯一三十

持敬闘說並原人を著

ri

良

・吉田氏来學

を作る

山田權來學

機樹規·學舍座右銘

を講すー

竹生島

に遊 小學

111

熊來學

先生の起居動作。

先生疾病―終焉の 喪事を修む。

先生の室並遺子。

先生の多能

一流

[ii]

十七年庚辰一三十

語の解を著はす。

論語を講すー

跋 本朝道學の開祖。 絕無僅 有の君子

博市。 與池田氏書。 藤樹先生尊像畫

先生の逸話。 本朝孝子傳。

先生ご熊澤息游文 備前少將光政公ご季重 山) 三贈答和歌。 (蕃

祭文 先生の墳墓石垣 伊藤長胤(東進)參拜。 一成る

狀。 京師 又翌年。 の同志中より年

頭

常省先生の三綱 江戶同志獻詠詩歌。 領 0)

常省先生遺文及び歌

石河定源。

一見新右衛門。 三輪執齋。 川田資深。

五

四歲 六歲 76. 茂 同 十九年壬午一三十 [i] 來學。 勢州太神宮に参詣す 非在覺示 競夢 (光 上学経路像を客はす 西常慶來學―詩經を小醫南針を撰す―中 四里本に分裂が 一事ら格兵を守るの 中村叔貫來學一愛敬 講すー中西氏の の二字ー嗣子虎生 二十年癸未一三十 熊澤伯繼 唯稍

正保元年中中 三十七

世五來學

岩田長水

陽同全集が讀む

神方奇術を撰ぶ

1/11

清水氏夹學。

| 一三綱領の解。 | 二年乙酉一三十八 | 二年乙酉一三十八 | に変なさんごす成らをなさんごす成らをなさんごす成らをなさんごす成らをなる。 | 本學一分部伊賀守先本學一分部伊賀守先本學一分部伊賀守先

[i i]

四年丁亥一

11.1 1-

慶安元年戊子一

四十

雞草刊行。

歳先中卒す。



# 藤樹先生年譜 解題並凡例

#### 解題

さし 本窓には年譜 たる 3 0) 其 三種 の三會津傳來本を底本 を收 む。 今便 宜 上其 としたるもの の -岡 田 氏 本を底 >三種に分つて底本並に對校本の性質を解説 本としたるもの、 其 の二川 田 氏 本を底本

## 其の一、岡田氏本を底本としたるもの

すべ

し

さを記せり。 私二記」の三字を冠 全書岡田氏 是れ 本 は正保三年 に依りて考ふれば、三十九歲以前 して、 同 先生三十九歲夫人高 四 年丁亥の條及び慶安 橋氏の の記述は岡田氏の編述にあらざることを知るべ 元年八月廿五 死に 筆 を擱き、 日先生朝卯 以下一枚 刻 の白 藤樹 0 紙 下に卒するこ を 添

、本年譜は文簡なれざも、或は先生の德容を記し、 ぎた 修養を怠らず、 思ふに を髣髴 机 稱 る人にあらざれば、 ひ天之を助けざるを嘆じたる語氣見ゆ。 德光 せしむ。 ありて下位に際し給へり。」との句 その 隨 て一言年句 學日に新なりしことを記 焉ぞ能く此 も輕 々に看過 0 如くなるを得 すべ ありっ されば前記三十九歳の時 して、先生 からざるものあ 或は先生の思索に長じ給へるを述 筆者先生現在の境遇を以て んや。特に三十四歳の條下に「今日 の一生を 50 略 先生に親炙 叙 に筆を擱けることゝ共に先生 し、 以て 先生 嘿軒の名自 し日夕其 0 先生 ~ の高 にして此 或 た 3 は る 風 事 所以 實さ を仰 念

在世の時門人の手に成りしものなることを知るべしる

條中 下村 淺仲 春 せりつ 12 1) 学 る筆 H K 11 校 113 11 一致ご比 加藤 係 11: 本の三種 本 私 今之を岡 75 1 1 三記 1: 表紙 すべ 任日 1 1 あ に係 村 くもあら く一比 I りとい Ш 1-る分、 八本 なか 延 1) 1-享 へごも皆中村 すっ 條は三十九歳までの部分が 比較 即ち正保四年丁亥 内间 滋資縣高 三年 必ずや後 す るに、 十月安原文煥所 八本 原著 机 人の追記に出 0) 大清 系統 秋鑑草刊 は 尚 田了 大字 に属するものなり。今之を表解すれば左の如し。 よ 持 b 行の 先生の生涯を眼前 勝 でしも 同 二间 野 ---\_\_ 0 借 1/1 條は岡 系 村 のならん。」と。 红 統 ヌ也六十二 徳通氏の藏有にして、その先季買氏 に属すれ Ш 氏本になくして中 に見 蔵中 ごも その るが 往 村季貫 他角 如 12 異 自 前 [ii] とあ 象的 本·東氏本· 村 あ 氏 1) に書き 本 h j. [111 に存 特 停中

1 3 出 村 田 氏 氏 水 水 (底本) 闸 春 東 白氏 氏 畝 本 本 本 (對校本)

(イ) 學圖 献 1/2 書館 J. 本 本 に依 册 6 蜀 また嫡 山 人大田草の刊行にして、 流 中江 IC 傅 外 5 披 11 その 水 をも参考 由 來は した 市友 書の序文に詳かなり。 0 今京都帝國

(四) 東 頃その蔵本につき筆寫せるものなりとい 氏 本 冊 陽川 學向主 幹 正堂東 、敬治氏 30 0) 減 有にして、先考澤瀉 子が 一齋佐藤 公为 1 從學せる

(八春日氏-門人恒 河子健大溝より携へ來れるものなり。 本 ---本書 は「藤樹先生遺文春日 先生與 今京都市上京區吉田河原町十八番ノニ赤井直揉氏の 書」ご題せる一帙中に收む。 原本 は春 H 清 花の

尚 京都 國大學圖書館の委托本中に「常澄石門遺書建仁大中藏本」の捺印ある古寫本「藤樹先生年

ありつ 建仁寺大中院の所有に係る。 中村氏本の系統に屬す。

らず、 知 ざる事質 るに 寛永二年並に慶安元年の條下傍註 史質を 或は官職 山 13 記 録せるもの に居るもの歸服のこと無き例あれば、 古傳 の書之を供せるを本書に依りて補 73 50 先 生が に引用せる「鴻溝鉄」と稱するは大溝藩 歸 りて父の喪に服 先生も亦大洲に在りて喪に服せられたるか今 した ふことを得 るが 如きは、 たり。 然れごも其 孝子 士前 3 田 して 梅 園 の原 無 0) 大溝 カコ 據 3 詳 ~ 領 カコ 1= かっ な 5

之を明 篠原 かっ 儿 が博氏の 見たる年譜と今存するところの年譜とは同じからざるが如し。 左に二ケ條を掲げて

(1 2 書翰在 す) れざも今の年譜には載せられず。 補 遺與 熊澤二の註に「按ずるに此書今止、年譜稿本にみへて正保三年の夏作れりとす。」

(77) 业 诗翰 條 1 せざるもの 3 集 11: 1|1 編 0) FIL 秋 南 池 陽明 り。」とあれざも今存するところの Ш -5-全書を得 註 に「按ずるに此 たる條 下に池 書諸 田 本 子に 並 に載 年譜 與 2 せ る書 ず。 には載するところなし。 72 4-云 1" 年 K 譜稿 見一于書翰 本に庚 さ註 辰秋翁問 して其文を全く 答を著はす

用善 野軒 所草醫二宮玄仲 井 E 博 士著日本陽 が萬治三年藤樹の十三回忌辰に於て撰述せし所に係る。」といへり。 **一明學派之哲學に一藤樹** 年譜一 卷二宫玄仲著。 此書は藤 樹 0) 門人江 此 の書東京帝 州

3

域 大學附屬圖 書館 に厳したりしも、 大正十二年九月一日の大震火災の爲焼失したりといふ。

系統に属する書の存否を知らず。

其の二、川田氏本を底本さしたるもの

川川山 ılı を明かにせり。但し底本中明かに誤植と認むべきものは木版本に依りて之を訂正せり。 なるべ 比 0 底 原據詳かならず。此の書川田剛自筆木版 較するに 本の欄外に附 入門の年次の如き、古傳の書之を佚せるを、 剛 掼 往 今後者を底本とし之に對校するに前者を以てし、其の異同 藤樹先生年譜」は安政五年大溝 な異同 せられ 前) たる 1) て後者 孤 註 は、 O) 却て 今印 前者 刷 本並 城主分部光真侯の命を受けて編纂せるものにして、淵岡 よりも精錬せるを見る。 0) 便宜 僅かに本書に依りて補ふこごを得たり。 に明治二十六年 1: 脚註 の方法 174 1: 月印刷 改む。 蓋し川田 (1) 活 點は傍記の方法に從 版 小八 水 から の二種 後 に修 す) 5 正せるもの 今之を

其の三、會津本を底本としたるもの

その説く 陽川 會津 南 りしものに機 學」第百拾號 傳 來 どころ 旅 樹 先生 藤樹先生行狀 れるなるべし。此の書原本 (大正七年二月一日發行) 4: मिन は同 地 [j] 藤門の 事狀 士工 等に基けるが如くなるもまた別 義都 東京 に掲 の編述に 故齋藤 載 せられたるもの して史質他の 馬氏 (會津出 なりの 書さ頗る異同 1-少 異本の 0) 所有にして既 彼 の地 す) 10 に傳 來 按するに せるも 雜

#### 凡例

底本としたる岡田氏本には元和七年先生十四歳の條下正保元年先生三十七歳の條下に「イニ」とし

川田氏本會津 本 其の他諸書の記事にして岡田氏本ご異なるものは、 之を各條の末尾に附記し、 且

つ編者の名を明記して之を區別す。

對校に用ひたる書名左の如し。凡そ此等の異同は左の略符を添へて之を正文の右側に傍記したり。

111 i 漢字にて書かれたるものと假名にて書かれたるものとの相違に過ぎざるものは、 主要なるもの

以外は多くは記入せず。

△印は對校本に此等の文字なきを示す。

本 藤樹先生年譜 (中)

村

II:

藤樹先生年譜(南)

南中

诚

本

日 氏 本 藤樹先生年譜 (東)

東 春

m

**本** 藤樹先生年譜 (會)

氏本 藤樹先生年譜 (川)

]1]

[1]

本川田氏本 藤樹先生年譜 (舊)

生實錄

部川

先

藤樹先生文集

藤樹先生年譜

解題並凡例

您

驼

書

文

外

底本としたる間 田氏本には句讀・訓點なし。今悉く之を施す。 また、必要に應じて、振假名 氏岡 本田

五

知 處中 庇 振村假氏 C, 本に存した 15 8,1 お供に済 ~ る形のまっとす。「イニ」とは異本の第一とい 111 及 び送 1 異 们是 本と照合 名を附 さすっ した 此 る結果を示すた の場合特に めに、 )
さ略
就
さ
を
川
ひ
ざ
る 「イニ」こして傍記 ふ意味なら ho 3 11 6 i) 11 12 13 利品 3 六 J) 加 2, 0) 车 たりろ 凡し

底本ごしたる間田 氏本もご多くは濁音を附せず。 今虚く之か 附すっ

計 に改 川田氏本には何讀點のみあり。 今之に從ひ、 又別に訓點を附せず 0 成本諸處頭註行り。 今凡て脚

< 々訂さず。 は之に從 ひ、 П. つ共 の足らざるを補 30 尚漢文の措解に於て妥當を 飲 < 3) 0) 敗 る多け れごら

會津

傳來本に

つい

て

へば、

本書の底本としたるものには

何讀

.

點

南

50

れたるものならん。

今多

む

南畝 本· 會津本·川 田氏本の序文は編纂の便宜 1: 景慕詩文集中に分載 した りつ

內 学 目 次を作 h 、藤樹先生行狀·同 事狀·同 別傳・藤夫子行狀聞傳等と共に 一覧表として之を掲 けれ

覧に便す。

四召 和 4: T 卯八月十 日

小 ]]] 4,1 16 城 p. H 司法

### 滕 樹先生全 集 卷 之四十二

### 藤樹先生年譜

先生諱ハ原、字ハ惟命、姓ハ中江氏、假名ハ与右衞門、江西高嶋郡小川村ノ人

也。 考諱某、字ハ吉次、 同郡北川氏ノ女ヲ娶。先生ヲ藤樹ノ下ニ生ズ。先生少

ョリ出テ豫州二仕。、后致仕メ藤樹ノ下ニ學ヲ講ズ。門人從テ藤樹先生ト稱ス。

元和元年乙卯。先生八歲。在,小川。 慶長十有三年戊申三月七日。先生生。

先生僻壌ニ生長ストイヘドモ、野鄙ノ習ニ染ムフナシ。タマ! ト馴アソブトイへ圧、毎ニ靜ニシテカレニ相移ルイナシ。 | 隣家ノ兒童

二年丙辰 先生九歲。在,伯耆。

是年祖父吉長公二養ル。此春祖父小川村二來テ先生ラ養。ンフラ欲ス。父母其 男ナルヲ以テ不肯。祖父固クコレヲ强フ。故ニ不、得、已メ遠ク伯州ニ遣ス。 7

膝

樹

ツトメテ文字ヲ學バシム。遠近ノ書翰皆先生ヲシテ書セシム。人皆其幼ニメ ニメ殆ド能ス。祖父モト文字ニ拙シ。每ニ自ラコレヲ悔ユ。故ニ先生ヲシテ F、一毫モ哀ムコナク、能 祖父母二孝アリ。今年始テ文字ヲ習ヒ書ス。 期年

文字ヲ能スルコトヲ驚歎ス。

三年丁巳。先生十歲。在豫州。

今年伯州ノ大守左近公豫州大洲。轉任セラル。故二先生祖父二從テ大洲二往。

冬吉長公風早郡ノ宰トナル。先生又從テ風早ニ往ク。

祖父先生ノタメニ師ヲ求テ益人人文字ヲ勵。習。シム。字ヲ學。ノ間ニヲイテ庭

悅 訓・式目等ヲ學ブ。先生コレヲ記得スルヿ甚。速ニメー字トメ忘ルヿナシ。祖父 テ以爲。ク如、斯八壯年ノ人トイフ圧及ブベカラズト。常二人二逢。ゴト二共

先生の立志を是年ごなす。 藤樹先生行狀並に同事狀の記するさころさ同じからす。

ナルヿヲ稱譽ス。先生ヒソカニオモヘラク、吾コレ。ノミニ止ルベカラスト。

〇 加藤貞泰

敏

藤樹先生翻傳第三十六項參照。(紫水)〔風早に飛地ありしは大洲のみにては六萬石に足らず、幕領を割きて輔ひ優遇したり。(藤陰〕

五年己未。先生十二歲

-

ラズト。 二ツニハ祖父ノ恩。三。ニハ君ノ恩。自今以後誓。ハ常ニコノ恩ヲ思テ忘ルベカ 日食スル時ニツラー、オモヘラク、此食ハ此誰ガ恩ゾヤ。一ニハ父母ノ恩。

## 六年庚中。先生十三歲。

向フ。吉長公須卜ガ腹ヲ突透ス。須卜ツカレナガラ鑓ヲタグリ來テ、吉長公 公馬ョリ下ントス。須ト刀ヲ拔テ走リカ、リ吉長公ノ笠ヲ撃。。吉長公ノ僕コ 從テ逃ントスルモノ多シ。コレニ因テ吉長公僕三人ヲ遣。シテカレ 去テ他ニ行。シト欲スルモノ衆シ。吉長公コレヲ聞テカタクコレ 是年夏五月大ニ雨フリ五穀不、實。百姓饑餓ニ及。ントス。コレニ因テ風早ノ民 ル。須トイツワリ謝シテ吉長公二近。ク。其樣体ツチナラズ。コレニ因テ吉長 メ久シクコ、二住居ス。今ノ時ニ及デ先。退。ントス。彼已二他ニ行バ百姓 二年人アリ。其名ヲ須トト云。コノ者クルシマト云大賊ノ徒黨ニシテ、形ヲ潜 1 ラ見テ、後·ヨリ須トラ切。。須卜疵 T セズ ルフ - 遲シ。 吉長公怪ンデモヅカラ行テカレヲ止メ、且法ヲ破ルヿヲ罵 後 口(中) ラ顧テ僕ヲ逐フ。 コノ間ニ吉長公鑓ラ執テ向フ。須卜亦回 ラ蒙ルトイへ圧、勇猛强力ノモノナレバ (南) ラト い ム 。 ナ ŀ > L モ亦 IJ

藤

樹

其意 はダコレラ恨?、 因テ倒テ乃死。須卜ガ妻吉長公ノ足ヲトラヘテ倒サントス。吉長公怒テ亦コ レラ切。。ヒニシテ自。其妻ヲ殺スヿヲ悔ユ。后須トガ子其父母ヲ殺 ナウ 先生 襲入。トス。我賊徒ヲ伐バ爾彼ガ首ヲトレ、又家邊ヲ巡テ賊徒ノ入ヲウカドへ。 日、今天下平二メ無軍旅之事。爾。デ功ラナシ名ヲ揚。べき道ナシ。今幸二賊徒 子數人ライザナヒ夜半ニ襲入ントス。吉長公アラカジメ此ヲ知ル。乃僕等ニ 謂テ日、今夜賊徒襲入ントスルコヲ聞ク。イヨ 徒 太刀ノ柄 入シメヨ。我父子サマニ彼ヲ伐。ン。爾ヂ等ハ門ノ傍ニ陰レ居テ鉄炮ヲ持。、モ 贼 マサニ入ントス。僕アハテ、先。鉄炮ヲ放ツ。賊驚テ逃グ。吉長公此ヲ逐・フ カバヒ知ル。故ニヒソカニ火箭ノ防ラナス。然レ圧其意乃シ盡ク賊黨等心オモヘラク、家ヤケバ吉長公驚。出ン。出バ則コレヲ殺。ント。吉長公其意 テアマチク此ヲ殺。ント欲ス。故ニ却テ門戶ヲバ開。シム。乃シ先生ニ謂テ 逃出 7 `-バコレヲウテ。必ズ入時ニアタツテコレ ラトル。 吉長公モ亦自。ノ柄ラトラヘテ互ニクム。 須卜痛手ナルニ オイテ每夜獨家邊ヲ巡ルヿ三次ニメ不、怠。時ニ九月下旬、須トガ 常二怨ヲ報ントメ、シバーへ吉長公ノ家二火箭ヲ射入ル く門戶ヲ開キコトぐク內 テウツヿ ナカレ セル ト。夜牛賊 ナ以テ

败 町、遂ニ追及。コアタワズメ返ル。於是先生ラシテ刀ヲ帶セシメ共ニ賊ヲ待 先生少モ恐ル • 色ナ ク、賊來ラバ伐。ント欲スル志面 ニアラワル。 吉長公

冬祖父二從テ風早郡ヨリ大洲 二歸

先生ノ幼ニ

メ恐ル

、フナキ

**1** 尹喜ブ。

七年辛酉。先生十四歲。在,大洲

嘗テ寺ニ入テ手跡ヲ學ビ其暇ニ詩聯句ヲ學ブ。マ、佳作アリ。 念問家老大橋氏諸士四五人相伴テ 夜コレヲ聞。ニ何ノ取用ユベキコトナシ。先生ツイニ心ニ疑テコレヲ怪ム。○ ラク家老大身ナル人ノ物語常人ニ異ナルベシト。 吉長公ノ家ニ來リ終夜對話 因テ壁ヲ隔テ陰レ居テ、 ス。 先生以爲 終

イニ或人和尚ニ謂テ日、 連二會得スペシの然リトイへ圧却テ繭心尹生センカ、コノ故ニツイニ示サズの 中江原キワメテ聰明ナンゾ話則ラ參セシメザル其未悟ルベカラザルチ以テカ、 和尚日、不然我コレチ示サイ

秋八月七日。祖母卒。歲六十三。

八年壬戌。 先生十五歲。

·秋九月二十二日。 祖父吉長公卒ス。歲七十五。

先生平居僚友相應接ノ間一ノ過失アレバ他ヲ恥。自。悔。「月ヲ越レ圧忘ル、ヿ不」

藤 樹 先 11: 年 (岡田氏本)

能 其羞思ノ深如此。 故二當テ一物ノ遺受モ甚謹メリ。

寬永元年甲子。先生十七歲。

以夏醫師 共通 今禪 欲 ラ岬 E チ讀。二皆通 ル 文學ヲ以テ弱之トス。故。上人コレヲ開。モノナシ。唯先生獨 。蓋先生幼メ祖父母ニ離レ家テ繼。君ニ事フ。是故ニ身ヲ脩。家ヲ齊ヘント ス " 先生 ノ招ニョツテ京都ヨリ禪師來テ論語ヲ講ズ。 テ 師 レ圧其道サシラズ。嘗テ大學ノ句讀ヲ智。ニ、正心・脩身・齊家等ノ語アルニ ゼザル所アレバ思テ忘レズ。夢寐 テ書ハ終日諸士ト應接 儒學ニ身チ 來テ講 先。大學大全ラ讀。フホトンド百遍二及デ始テ曉得ス。大學通メ後語孟 又師トスペキ者ナキコトラ愁テ ズ。 ズ ルチ幸 ラ幸トメ、潜。二往テ是ヲ聞。。論。ノ上篇ノ講。終テ禪師京ニ歸、脩メ家ヲ齊。ル道アルヿヲ知ル。然氏教ルモノナフメ默止ヌ。 シ、每夜深更二及デ業トメ二十枚ヲ見終テ寢 ノ間、人アリテ示ガゴト 四書大全ヲ求ム。 此 時 大洲 ノ風 リ往 然 クニメ 俗 V Æ テコレ 武 . 曉得 ヲ専 人ノ誹謗 今、中 ナ ラニ ヌ。 ス

二年乙士。先生十八歲。在大洲。

春正月四日。本生ノ父吉次公死ス。享年五十二。

《附記》「鴻溝錄日。寬永二年乙丑正月四日,父吉永死,年五十二。聞"計音,歸喪、服。阕"四月。歸"于大洲。時十八歲。其後請、暇歸,省母 氏一二。

母 倉津本五十三に作る。(紫水)

## 四年丁卯。先生二十歲。

三輩會合シテ大學ヲ講明ス。乃。聖學ヲ以テ己ガ任トス。先生專ラ朱學ヲ崇デ格套ヲ以。受用。。是年始テ中川貞良ノ輩、學ニ志シ同志二

夏儒法ヲ以テ祖父ヲ祭ル。

日 川田氏本祭ルな改葬に作る。(雲水)

## 五年戊辰。先生二十一歲。

是ノ年初學同志ノタメニ大學啓蒙ヲ著ス。其書モツパラ四書大全ニ從フ。 后

コレチ見ティマダ精カラズトメ破之。

(附配) 會津本始而讀王子之書契其心さいへり。此は藤樹先生事狀の説を同じ。恐らくは非ならん。(紫水)

## 六年已已。先生二十二歲。

春兒玉氏三行。荒木氏坐ニアリ。先生ノ到。尹見テ日、孔子殿キタリ玉フト云。 其意ヒソカニ先生ノ學ヲ爲コトヲソシル。先生日汝ヂ酒ニクラヒ醉。カ。對。日 . 13

藤樹先生年譜(岡田氏本)

文學アルヲ以テカ。文ヲ學ブハ士ノ道也。汝ガゴトキノ文盲ナルハ是奴僕ナ 1 7 ス ルハ、汝酒三醉。ズンバ、汝目盲タルナラン。思フニ我ヲ以。孔子トス 何ノ言ゾヤ。 先生ノ日、孔子ハ已二二千年前二卒。玉フ。今我 ナ以テ孔子

1)0 「如此。后來德日二進。ニシタガイ全。融和シ了。。 荒木氏遁。テ日、我コレヲ戯ル。請。子コレヲユルセト云。イマダ圭角アル

是年イトマラ請。テ母ラ江西ニ歸省ス。

九年壬申。先生二十五歲。

春暇ラ乞テ。江州ニ歸省ス。其意母ラ倡。テ豫陽ニ歸り、定省ノ孝ヲ盡サンヿヲ欲 レ遠途ニ趨クフラ欲セザルラ以、獨リ豫州ニカへ

ル。 然レ 歸路 船中ニシテ始テ哮喘ヲ患。、キワメテ甚シ。 **氏母老テ古郷ラ離** 

分チ与フ。先生モ亦分付 今歳改テ織部正 - 4 仕 フ。 総部 ノ中ニ屋 正ハ大守出羽守ノ弟也。 ス。 出羽守諸士ヲ織部正ニ

○ 翁問等慶安二年本に「いざなふ」の振假名あり。從ふべし。(紫水)

十年癸酉。先生二十六歲。

春正月朔且。老母ヲ思フノ詩アリ。盖。豫州ニ來ラザルニ因テ其定省ラ得ザルコ

十。一年甲戌。 先生二十七歲

冬十月仕 1) 此 地 チ ヲ致メ江州 二倡 0 佃 ヒ來ラント欲 氏日、諾。 ニ歸ル。 我 必能。君ニ告フサン。 スレ 此 三 <del></del>

一

一

一

一

一 リ前 ハズ。願。ハ能。君ニ奏メ仕 々家老佃氏ニ 然 V 謂テ日、 年 ・ラ經 ヲ致。ヿ 母老テ故郷ニア V F 七 果 ナ ユ サ ルサ ズ 0

シ其意 t F 疑 先 フ 故 生 也。 ノ多才 是ニナ ナ ル ヲ惜そ、 イテ先生疏 且 又他 ナ 作 三仕 テ佃氏 テ ニ捧 厚 祿 ゲ天 ラ 得 \_\_\_ ント 誓フノ詞 欲 ス ル テ以 1 志 テ他 ナラ

二仕。ノ 志ナキ フラ類 ス。 其文 日 ク

今度私御暇 公相 此 どめ 1 3 3 狮(中) 一條二 之義言上被成被下候へと奉、賴候付而機中) つには何れ も如。御存知、二三年以 傳左殿助右殿御同心被成種 前より病者に配 ひとり住 社を仕罷有候の社を仕ている。 々御異見之段添 人な 私 0) 弘 外 0 奉存 别 御

印をは ごくみ がたき外迷惑に奉、存候。一つには古郷の母十年以來 可非 子も 無和 座、又いよすがに賴可、存ほごの。親類 ち無御 座一候故、四五年以前 より漸な

飢寒に及ぶ外 もは やさし能寄又は病者に御座候而里の (= 御 座候 間、 此地へつれこし可」申と存たてまつり、 内をも自由に ひ(中) あ h き申 成申問數旨申係 去々年 御 理 1-申上むかひに参候處こ 御 座候。其 (上女之義に)

御 巫 候 へが 、古鄉 をはなれ遠い 或 一一一一一一 たというゑ死 仕候 3 8 成 候 故、 不及是非すて

品清 饭。 私 施 ~ 歪 親 共に 四 人 迄御座候へざも三人にい幼少にてはなれ中、 今母一人残り 申候。 母

九

罷

人子 |敷候。か様になげきロテリー | 原存少にても御師中) | 原作、此中も度々如:中上左様之所存少にても御 加 -- -仕か 人 111 0 なご 11 0) 4) 1 -3 > 御 を成 きこしめ ME 候 2 洪 3 L 1. 11-あやまりの 付行 卷 制 中し母和果候は「罷歸 1/1 3 無 御 無河 座 候。 不便口思召候 座 せぎ可中望にて申上か 私之義に御内 座 一様に、被 い能婦貴様を 使 は い、立所に天道 仰 は 御 上御暇 座候條 10 座 賴存 一候條、 能 様に 8 被下候様に奉、賴・外無他事 ご御推 L 御暇 の冥罸 左様には かっ 御取 1|1 量 され被 請古鄉 つくろひ被 を能蒙、 被 思召 成 事 F 候中 間 ~ 候は 8 能歸 母に二度あひ 敷 成 候 御 で得べる(中) カコ 座 母 りごと 仔 候 は 命之 右 h 公

例 是二於テ涕泣メ銀ヲ受テ歸ル。 元 然 シ 米 三致ル ラ 歸湯 恐に。保惶言 E 氏 FIR 1) 111-猶 F ク 調中上 1 渡って 倉 月 \_\_\_ コ 時銀機 錢 七 口 7 積 ダ許サ ラ受ンノ志 E ナカラン H 置。 · 若黨固 三三百錢 朋友ニ假貸スルノ米穀 ズ。是二於テ己。フラ得 解 ヲ憫。テ ナ アリ。 シ。タ 1 日、 銀二百錢 い君ニ從テ製難ヲナサント云。先生强テ不」已。 君 祖 つ銀機 父 ノル時 ラ与へテ日、是ヲ持。豫州 三三百 アルチバ ズ E 1) メ潜。ニ 使 錢。 フ 器物チ遺メコレ 所 逃テ江 然。ラ我 ノ若黨 一陽二 一人ア 過半 歸 \_ ル 1)0 歸 チ ナ 0 償 賜 是年ノ祿 1] フ。 。商 フ。 ナ 江 我 其

冬十一月京ニ在り。先生逃去ルラ以テ君ノ惡ミアリテ江陽ニアルコラ防レンコ

是。以テニヤ其債ラ責ズメ來テコレラ還納 銀十枚ヲ得タリ。是ヲ以テ米ヲ買 百錢 チ慮 ノ銀 テ京都故友ノ家ニ寓メ命ラ待ツ了百日餘。其尤メナキラ以テ江陽ニ歸ル。 得タリ。是ヲ以テ米ヲ買ヒ農家ニ借ス。息ヲ取ルヿ世人ヨリ甚。滅ズ。ヲ以テ酒ヲ買ヒ、又農家エ賣テ其息ニ依テ母ヲ養フ。其後刀ヲ賣テ

○ 本会集卷之二十第一頁より同五頁迄參照。(紫水)

# 十有二年乙亥。先生二十八歲。

ン。筮蓍二於。ハ其傳ヲ得ズンバ能セジト。是二於テ京師ニ行テ易ノ講師ヲ求ム。 逃去却テ是非ヲ議スルモノアリ。 ナルヲ以テ止ム。 今歲始テ筮儀ニ通ズ。先生日、我易ノ理ニ於テハ心ヲ盡サバ或ハ其万一ヲ得 又止ヌ。是二於テ易書ヲ求ルニ始テ啓蒙ヲ得タリ。 人ヲ得 ラ褒贬セザルヿハ云。二及。ズトイへ氏、一日モ他二往。ザルヿ約シ難シ ズルヿヲ得ン。先生日、何ノ故ゾ。日、此ヨリ先。イマダ講ノ牛ニ及。ズシテ タリ。 日、 又一人ヲ得タリ。 講ジ終テ后銀數枚ヲ出サバ講・ント云。先生元ヨリ家清貧 我此二懲。タリ。故云、爾。先生以爲ラク是 日,日 講終ルマデー日モ他ニ行コナクンバ 江陽ニ歸テ後此熟讀筭考

藤

樹光

生年譜

(岡田氏本)

メ其筮儀ニ通ズ。

テ後人ノ呼。コトー聲ニメ醒。或ハ跫音ヲ聞テモ覺ム。故ニ以爲。ク心明ニメホ頃年、心常ニ人間世ニ放在メ精神ヲ播弄スルガ故ナリ。豫州ニ在シトキ夜ル寢生。日、予豫州ヨリ歸テ后少。ノ間暇アレバ眠リ臥テヨク寢ルコ一年餘。此先生嘗日、予豫州ヨリ歸テ后少。ノ間暇アレバ眠リ臥テヨク寢ルコ一年餘。此 トンド寝テ不、尸者ニ近。ト。今コレヲ思フニ支撑矜持ニ拘攣スルガ故ナリ。

○ 本全集卷之十一 附〉易卦圖參照。〈紫水〉

十有三年丙子。先生二十九歲。在,江州。

秋先生京三行。先生池田某ト元ヨリ友タリ。此時池田氏筑州ヨリ洛二來。ル。先

此 生モ亦行テ會ス。又始テ嶋川子ニ逢フ 是ニ於テ易尹談論ス。月ヲ関テ歸ル。 ョリ后終身マデ洛ニ不、行。○是年小川覺豫州ョリ來テ學ヲ問フ。先生送行

ノ詩アリ。

○ 今文集に見當らず。(紫水)

十。四年丁丑。先生三十歲。

法ヲ執レリ。其女容見甚。醜シ。先生ノ母コレヲ憂ヘテ出。ント欲スルヿアマタ 是年高橋氏ノ女ヲ娶ル。盖シ此時先生イマダ格法ニ泥ム。故ニ三十而有、室ノ

7 貞 ノ間終ニ先生ニ先。テ寢ズ。居常小事 然レ氏先生固ク辭ス。容色醜シトイヘ氏、性質甚。聰明ニメ心ラ用ユル 先生常二諸門人二會シテ夜半二過。、或ハ五更二及デ後閨二入レ氏、 トイへ氏先生ノ命ラ不一受バ不行。〇

# 十有五年戊寅。先生三十一歲。

是年池田氏來テ學ヲ問。。送行ノ詩アリ。

今年始テ谷川寅·落合左兄弟來テ業テ門ニウク。又大野了佐ト云者アリ。彼。父 ノ義ニ通 足ザルヲ以父嘗テ賤業ヲ營。シメンヿヲ計。了佐コレヲ憂テ先生ニ來テ日、我醫 リテー・ミー(中) ツテ后コレチ讀。二皆忘。了ル。又來テコレチ習。コト百余遍ニメ始。記得ス。コレッテ后コレチ讀。二皆忘。了ル。又來テコレチ習。コト百余遍(中) ・「南) 了佐二於テ幾ド精根ヲ盡ス。坐ニ在ルモノ皆ヨク教ルコトヲ嘆ズ。先生ノ日、 先生ソノ毉術 ナ リ以 ト親。ク友タリ。了佐嫡子ナリトイへ氏禀質極テ愚魯鈍昧ニメ、士業繼。ニ 后日二來テ習フコト年ヲフ。先生江陽二歸。二依テ今年來テ醫ヲ學ブ。 先二三句ラ教ル了二百遍バカリ、巳ヨリ申二及デ漸ク記ス。食二退 ゼシ ト欲ス。願。ハ醫書ノ句讀ヲ教。ヨ。先生ソノ志ヲ憫。テ授。テ大成論 ラ曉得シガタキラ以テ醫筌ヲ作テコレニ授ケ、又コレヲ講メ其 ム。后毉ヲ以テ世ヲ渡 リ敷 ロラ養 フニ足レリ。先生嘗テ日、我 ナョ

共 我 ノ励勉ノ力ハ甚奇ナリ。況ヤ了佐ガ如クナラザル者ハ其勉ムル所ヲ知ルベ カコ レニ教 フトイフに、彼勉メズンバアタハジ。カレ甚ダ愚昧ナリトイへた、

春 中川貞良与州ヨリ來テ學ヲ問フ。秋吉田氏來。教ヲ受ク。 先生モナ送行ノ詩ア

IJ

多。シテ甚ダ人情ニ戻リ物理ニ逆フ。故ニ疑止。フアタワズ。 クキヲ以テ、疑テ以爲ラク、聖人ノ道カクノゴトクナラバ今ノ世ニ在テ吾輩クキヲ以テ、疑テ以爲ラク、聖人ノ道カクノゴトクナラバ今ノ世ニ在テ吾輩ク聖人ノ典要格式等逐一ニ受持セント欲ス。然レ圧間時ニ合ハズメ滯碍行。ガ 敬圖說井二原人ラ 一敬圖說并二原人ヲ著ス。此ヨリ前專ラ四書ヲ讀テ堅ク格法ヲ守ル。其意專 及ブ處ニアラズ 作爲 ト。是ニ於テ五經ヲ取テ熟讀スルニ觸發感得 メ同志ニ示ス。此ヲ行フヿ數年。 然レ **た行ハレザル處** アリ。 故 \_\_ 持

十有六年已卯。先生三十二歲。

春藤問規持二學舍座右銘ヲ作テ諸生ニ示ス。

三月山田権与州ヨリ來テ醫ヲ學ブ。

夏四月中川熊与州ヨリ來テ業ヲ受ク。

夏 及諸生トモニ竹生的な小學ヲ講ズ。明年 明年ノ冬ニ至テ終ル。諸生專ラ格套ヲ守ル。

夏 鳴 ニ遊ブ

秋 部店 ラ講 先 鄉 黨 鄉黨 ノ層前 ノ篇 日 1) 三至テ大ニ感得觸發アリ。是ニ於河嶼。乘メ詩ヲ賦ス。 起テ先進 ノ二三章ニ至ル。 病苦ニサヘラレテ果サズ。 テ論 語 1 解 ヲ作。ント

コノ解ヲ以テ心ニ合ザル處多シトス。

郷黨啓蒙翼傳を指す。此は此の年に起筆せられ其の大成したるは庚辰以後のこさなるべし。

十七年庚辰。先生三十三歲。

夏太 秋 夏孝經ヲ讀デ愈味深長ナルヿヲ覺 豫陽 故 7 乙神經 天ヲ祭ルノ礼ナシ。此祭ヲ以テ士庶人天ヲ祭ルノ事と愛明ニ感メ毎月一日齊戒シ太乙神ヲ祭ル。蓋シ古 意ラズ。後 = 此ラ流 ノ同志ノ求。二依テ翁問答ヲ著ス。已ニメ後其書心ニカナワザル處多 10 チ改メント欲 チ撰ラバントメ稿牛ニ及ブ。病 チュシ テ板行ス。先生此 ラ製 三依 メ同志トイへ圧博 テ止 フ。 ラ開 40 テ梓 喪終テモ亦病氣ニ妨アルヲ以テ又祭。ズ。 コレ ラ以テ終二成、書二及。ズ。 (中) 3 クコ リ毎朝拜誦 V ラ示 サズ。 古天子ハ天ヲ祭。、士庶人 ラ破 トス。 ス。〇今歳性理會通 然レ ラシ 是ヲ以テ此ヲ祭 氏癸未 40 此 ノ春 日 シ。 り後 梓

21

1) 改メ正。ント欲ス。日、上窓ハ孝經ニ觸發メ其意ヲ寫シ書ス。故ニ其論穩當ナ (中) 下卷ハ世ヲ憤リ弊ヲ矯ム。是ヲ以テ其説抑揚大過アルヿヲ死レズ。 スト。 是二於テ數條ヲ改 40 疾ヲ以テ終ニ成。ズ。

冬王龍溪語錄 離。ズ。唯精粗大小アルノミ。達人何ゾ其言語ヲ忌ンヤ。且當時佛ヲ學・ノ徒多如何トナレバ聖人一貫ノ學本太虚ヲレラ準具ーン、え作・ミュー 其佛 禪學 **ヿヲ欲スルモノナリ。** 是ヲ以テ其語ヲ問雜メ其外ニセザルヿヲ示シ、皆大虚一貫ノ道ヲ悟ラシ 語 ラ間 \_\_ 近カラザルフ 雜 ラ得 シ禪學ニ近。フヲ恐ル。後、陽明全集ヲ得テコレヲ讀。ニ至テ、龍溪 タリ。 始コレチ讀。トキ其觸發スルコノ多キコチ悦ブ。然レ ヲ知ル。且佛語ヲ間雜スルノ世 ーチ憫 ムノ深。フラ見ル。 圧

一 翁問答数に寛永十八年辛巳の歳に作るさなす。(紫水)

十有八年辛已。先生三十四歲。

也。践士ニメ貴人ニ近クスラ訓瀆ノ恐レアリ。況や神明ヲヤ。是ヲ以テ終ニ夏ニ三子トモニ勢州大神宮ニ参詣ス。此ヨリ前曾テ以爲。ク、神明ハ無上ノ至尊 神二詣拜セズ。其后學日々二精微二入。故二以爲。ク士庶人モ亦神ヲ祭ルノ礼 リ前曾テ以爲。ク、神

關 ス。 1) ノ元 0 加 然 ラ ナ り。 18 则 日 チ 本二生ル、者一タビ拜セズンバアルベカラズト。 胸二詣 ス ルコモナクンバアルベカラズ。且大神宮ハ吾朝開 是 二於テ

凱激底本二字の間もで致の字あり、後抹殺せらる。此は中村氏本の如く馴れて瀆を致すて讀むべく訓瀆ですべきに非ざるもの

秋孝經啓蒙ラ著。ント欲ス。疾ニ依テ又成。ズ。明年終ニ啓蒙ラナス。後其説 カナワズトメ改メ正シト欲ス。然 レ氏終二果。ズ。

是年始テ專。格套ラ守ルノ非ナルヿラ覺。。 利 象 叨之、小學ノ法ヲ以テ門人ニ示ス。是故ニ門人格套ニ落在シ拘攣日ニ長ジテ氣 吾 浉 ナ 么 シ 求 ク迫レリ。 ク ル 格套ヲ受用 ノ志ト日 或 ハ圭角ア ナ 同 シ來ル。 シ テ モ語 リテ同志 來漸其 ルベカラズ ノ際ナヲ融通セズ。一日門人ニ謂テ日 ハノ非 此ヨリ前 ラ見 1 イへ氏、 フ。 專う朱註ヲ尊信メ日ニ講 眞性 活 發 ノ体 ス ル ヲ失フヿ 志 ハ名

軒 十云 門人大ニ觸發興起ス。○一日門人ニ語テ日、昨夜夢ニ人アリテ吾ニ光 號 ラ授 ク。 光嘿 ノ號吾ニ過。タリ。只嘿軒可ナリト云テ、此ヨリ自。嘿軒

均

只吾人拘

孿

ノ意ヲ放去

シ、そ

"

力

ラ本

心ヲ信

ジテ其跡

---

泥

4

7

ナカ

F 玉ハザルヤ。 称ス。今日ニメ此ヲ思。ニ徳光アリテ下位ニ嘿シ玉ヘリ。天何ゾ此ヲ保佑シの称ス。今日ニメ此ヲ思。ニ徳光アリテ下位ニ嘿シ玉ヘリ。天何ゾ此ヲ保佑シ

冬熊澤伯繼來テ業ヲ受ク・秋始テ來テ人ヲシテ謁ヲ請フ。先生其志ノ眞偽ヲ知

ズ。故三問クコレヲ解ス。左。請。テ已。ズ。先生書ヲ以テコレヲ解ス。其詞曰[闕]。然以非務す(中)。

(隣記) 底本此の下半葉白紙を置く。(紫水)

ルト。其情甚ダ愁テ涙ヲ滴。ニ至ル。先生其情狀ヲ聞知メコレヲ憐と謁スルヿ左尙請。テ日、タトヒ教ニらラズトイフトモ如何ゾータビ拜謁スルヿヲ許サい 於テ終ニ業ヲ授ク。 ヲ許ス。尚業ヲ受ルヿヲ許サズ。强テ歸。シム。冬又來テ固ク請。テ已。ズ。是ニ

○ 庭本もさ去の字ありしに問田氏自ら之を抹殺せり。按するに外書に蕃山自ら識して高島に來り先生に見えたる年を二十四歲さな 歳なるべし。皆合はす。 し、蕃山實鉄に寛永十八年辛巳秋八月に作る。蕃山は元和五年を以て生れ元祿四年七十三歳を以て歿したれば此の年當に二十三

○○ 左は左七〇中村本の二は二郎八を意味し、共に熊澤子の名なり。門弟子傳並書願集補遺典、熊左七、参照。〈紫水

# 十有九年壬午。先生三十五歲。

春中村叔貫來テ始テ業ヲウク。先生近時專ラ孝經ヲ講明シテ常ニ愛敬ノ二字ヲ

ゲ出シテ心体チ體認セシム。日、心ノ本体原是愛敬的。猶水ノ濕ニシタガ フ燥 ニックガ如シ。只吾人種々ノ智心習氣ニ凝滯セラレテ心体ノ明蔽。ル。 スルノ心且赤子ヲ見テ慈愛スルノ心ノゴトキハイマダ

冬十一月嗣子虎生ル。此ヨリ前二男一女ヲ生メリ。皆月ヲ踰。ズメ夭ス。 滅セズ。時アツテ發見 然レ圧親ヲ愛シ兄ヲ敬 スス。此 心ヲ認テ存養メ失ザルトキハ則。聖人ノ心也。

底本天字の右に死の字を傍記す。 亦岡田氏の筆なり。中村氏本は天の字死に作る。

# 二十年癸未。先生三十六歲。

是年山田氏森村氏ノタメニ小毉南針ヲ撰ブ。

秋中西常慶來テ學ヲ問フ。此冬詩經ヲ講ズ。二南終テ已ム。中西氏モ亦。与聞。 弟 退 チ 聞 子 テ日、嘗テ予洛二於テ俗儒ノ講ヲ聞。了久シ。 テ疑テ以爲。ク何事ヲカ說。ト。今講ヲ聞テ大。驚テ感服スト。是ニ於テ終ニ ナル 向。二先生ノ學世儒 異 ナルコ

### 冬清水氏來テ業ヲ受ク。

湖學雜纂に日く、「止善書院記追加に、「清水子 申候。親炙之御門人也さありて註に元博按するに清水子の事年譜にみへず、はつかにこゝにみゆ。年譜の缺な補ふべし。」さ へりの、紫水 願 禄を指上近江

#### IE 保 元 年甲 申。 先生三十七歲。

春 本 村 氏 山 田 氏 ノタ メニ 闸 方奇 術 チ撰ブ。

夏 几 月 世 五來テ業ヲ受 ク。

秋 胸中 月岩田長來テ業ヲ受ク。○是年始テ陽 旋 EII 4加 ill. スルフノ多キ オクル(南 フラ悦 ブ 0 其學彌進 明全集ヲ求出 40 〇先 生 得 前人 ダ 1)0 五百 コ V テ チ讃 

Ш

H

氏

三送。三三綱領

,

解

ナ以。ス。

其至善

,

解二日、

蓝

-

メ心善

ナ

ラ

ザ

ル

者

子

當

テ

花

支雕 ラザ 至善 ナ ル ノ病 者 フ。 \_ アラズ。 ラ 発 ハイ 如 7 何ゾ以テ レズ。 ダ 心善 7 故 V 支離 ア 二誤テ如此解ス。 ニメ事善 トス。先生日、心事 ナラザル者 門人問 モ亦至善 元是一也。 テ日 , -非 此 故 角军 ズ 10 北 ---事善 ダミ親史 此 時 切 = / 的 7 予 心善 當 1 V ナ 7 ダ ナ ル

汚 牛 ル V 門人日 心裏光明ナ 及 1] 0 分 狂 叨 鄉 者 原 ル \_ ラ如 時ハ事為 是 1 如 心 キハ心 1 丰 ラズ。心善ニメ事善ナラザル者モ亦イマダ 事 1 其 モ亦光明ニメ此子ノ蓋藏 トーツ 引 4 ナ 行 ル ,7 \_ 君 ア 子二似 ラズ す。 タリ 先 ナ 生 シ F 百、 0 イへ氏 其 111: 然 ラ 故 ヲ輕蔑 破 省 從 ノ如 則 ا H チ

也。然。三或ノ日、此道大哉。盗人モ亦コレヲ得ザレバ巧ヲナスヿアタワズ、入モ亦善トスベカラズ。其事ノ中行ノ跡ニ似タルヲ以テ善トスル者ハ功利ノ意 メ事爲ノ破綻アル者ハイマダコレアラズ。 郷原ノ孝弟・忠信・廉潔·無欲 ハ盡ク是。世二媚ビ許容ヲ求ルノ穢腸ヨリアラワル、所ノ事也。然ラバ則。其事 ノ如キ

説笑へ悲ムベキ者へ。○一日門人ニ謂テ曰、予曾テ持敬圖說·原人ヲ著ス。當バ大盗ヲ成スヿアタワズ。是ヲ以テ道ノ離ルベカラザルヿヲ見ツベシト。此 時工夫ノ要カクノゴトクナルニ過。ズトス。工夫寖。積。二至テ其説ノ瑩。ナラザ

7尹知ル。

(附記) 川田剛撰年譜に云ふ。冬淵岡山始來謁さ。岡山入門の年次諸書載するさころなし。 熊澤氏墳葉記續審山考四〇頁に依れば長は仲愛の妻高橋氏の名なり。今こゝに長に作るは恐らくは誤。 蓋し據るところあらん。今詳かならずる

- 並書翰集卷上與"池田子」書參
- 〇 三輪執獨者藤樹先生全書序文(本全集附錄湖學紀聞 光明正大底本光明二字を抹殺するの記號ととの二字あり。正の字高字を傍記す。
- 先の下中村氏本「ツ」字なし。(紫水)
- 一年乙酉。先生三十八歲

藤 樹 先生年譜(岡田氏本)

今年ノ冬經書切要ナル語サエラビ學テ解サナシ、同志ノ益 欲シテ 十一月ヨ リ東ラ始。機二一葉許二メ終二成。ズ。 ナト ル 便卜 セント

三年丙戌。先生三十九歲。

春正月二十五日次男鐺生ル。 先生ノ徳アル 1 才聞。見ンヿヲ乞フ。邑寧先生ニ强。先生固ク解ス。后已ムヿス明鐺生ル。春仲條太來。學醫。○是年郡主分部伊賀守ヲ見ユ。

夏四月三十日。 夫人高橋氏死。。年二十六。

ナ不、得メ見ユ。先生ナ待スルコ頗

ル礼

7

1)0

然レ氏終二道ヲ問フナシ。

附記) 底本これ以下白紙一枚を置く。(紫水)

私二記(中)(南)

## 四年丁亥。先生四十歲。

愈具心 秋鑑草刊行。先生嘗翁問答兩部 二癸未ノ年梓人ノ手ニモレテ既 板屋迷路ナル 為 二叶ハズ、改正ノ志有ケレ 二等テ客シ置 3 玉フ書ラ鑑草 7 III 欽 クニ ヲ著スの然レ 二柱ニチリバ 1 バ、博 依 題 テ担ヲツ シ彼ニ授クの ク門人 E 學 H メショ幸 ク -1 " \_ 二進二至テ、 (中村氏本) ヒニト 授ケ玉 二早の知テ是ヲ破 テ女中 17 ズ 此問 外ルル

三男婦子七月四年

# 慶安元年戊子、先生四十一歲。

秋八月二十有五日朝卯時先生藤樹ノ下二卒。 秋八月二十有五日朝卯時先生藤樹ノ下二卒。

附記) 按するに先生の三男常省子の出生について底本は戊子の二字を冠しつゝ正保四年丁亥の條下に記せるを以て、 には、誤つて前年の條下に、秋七月四日季重生云云。さいへり。然れざも祠堂神主の函に「慶安戊子七月四日生寶永已五六月 川田剛撰年譜

二十三日卒年六十二」さあればその誤なること明かなりさす。

鴻溝錄に日、故舊門人來會、葬者三百有餘人。相議葬。于玉林寺門前。世稱日。近江聖人。不、名。〈紫水〉

「斯書木」詳二何人所」編也。紀」事確實、而裁」文拙劣。則其成二於當時門人之手1也、蓋無」疑矣。當時氣運淳罷、文事未」闡、 嗚呼、盛哉、讃」之三嘆息。裕識〕 。有声若二蕃山其人一者、主三張於後。詢是晨天景星、朝陽鳳鳴。爭、先觀」之為之快馬。時則有。若三藤樹其人一者、首:唱乎声前。有声若二蕃山其人一者、主三張於後。詢是晨天景星、朝陽鳳鳴。爭、先觀」之為」快馬。

(**剛記** | 萩原裕編鹿鳴園叢書藤樹先生年譜跋文より、春日精之助氏報。(藤陰)

附

氏川 本田 族 樹 先 生 年 譜

• 狸黃薇 " H 湖川 なん 响 173

先生 游原。 心北 字惟 命。 姓 1 1 ir. It 稱 與右 衙門。 江州 高島郡 小川邑人。 祖父諱吉長。。 1/1 米 -5-候。 食 旅 Ti Ti. 十石

郎

者

形

稱藤樹

先生。云答

慶長十有三年戊 中春三月七日。 先生 生生於江州小川村。舊

**父**諱吉次。

川

It

隱於農。

ア亡 和 元年 乙卯 先生 八 城

先生 雖 生: 1 H 野 學 11: 自 兴 八凡兒。

一年丙辰。 先生九歲

刨 春祖父吉長來自来子。 道 毫無 悲 此 態 往 1 欲携歸 祖父母甚謹 北 生。 以為其 〇是年先生始學書。 父母 鍾爱。 不忍 命代己作 站 淵 辭以 書札。 無他兒。 舒理 不聽 暢達 院者 先生 奇之。 聞 िंदे

三年丁 巴 先生 - |-城

是年 米子 大喜。 候 徙 封 於 11 31.7 豫 华。 州 大洲。 地 汾稱 以吉長為 柳 然先 風 早即 生未 学 许以 先生 自 北。 從移馬。 | in | | in 人 生所當為 就 歌 Gil and the 庭訓 **贵無大於是者** 式 目 等字。 過 製文 油 The 背 pil

DU 年戊午。 先生十 城

下沾衣。 始讀 大學。 至自 天子以至於庶人。 壹是皆以脩身為本。 **啖**日。 幸战此經之存。 理人是不可學面 至馬少

Pu

#### Hi. 年己未。 先生十二歲。

H 先生方食 投客自 道 日。 此是誰所賜 也。 則父母 二則祖父母。 三則 君。 三者之恩。 不可以須臾忘。

六年庚申。 先生

温にと 账 北北 夏森 भि 14 須卜件 先生巡察。 〇冬從吉長歸 石穀 不好。 為跪 副 風早那尤甚。 夕版 状。 大洲 起 來 先生謂 襲。 擊吉長。 知 古 其 吾素長於田野。 有備 吉長 長下令禁男女逃亡。 怒 IIII 去。 槍殪之。 吉長 日 與先生開門出 一遽與 旣 有奸人須卜者。 士大夫接。 逐。 報讐。 苟有 先生意氣安閑 竊謀 言語動止違禮節。恐。爲其所笑侮。意氣安閑。絕無恐怖色。人服其 屢 誘 率 衆 與 其 俱 黨 去。 乘夜放火於吉長宅 吉長 詗 知 親往

因 H 夜思念。 彩不能 採

七年卒門。 先生十 14 波

恐有 化 14 济 未 11: Ti-大夫 能悟之者乎。 尔允 曹溪院僧 外 歌 先生以 天梁日 天梁 學 為 是執國政者。當器職異常。 (書) 學作詩問有佳什。或謂 否彼 語軟悟矣。 但 恐既悟之後稍長傲氣耳。 或謂 天梁日。 乃屬耳 一於壁。 中江 氏之子。 m 終夜言論。 秋八月七日。 天資敏慧。 平平 無他 造使 祖母小島 奇。 其 先生大怪之。 、然話 氏 則 也。

SE. 六

八年 工火。 先生十五

秋 以 先生得 L 川 極性化自。址。 十二山。 祖父吉長殁。 先生連遭大 年 七 十五。 喪。 哀痛 吉長 形 於色。 以己無文。 〇先生謹慎。 使 先 生 一爲學。 雖 小 節。 凡書籍筆墨之費。 不敢忽之。 其 八與僚 毫無 派所吝惜。 少 友應酬。 0一舊是

寬 元年中子。 先生十七歲

脉

樹

先

生

年

部

川田

八本)

過差。

瑜

月不能忘

三五

得四書大个讀之。時大淵之俗。 夏有僧來自京師 神仙 ili. 先是先生讀大學。心竊向聖學。 崇武卑文。 先生深憚物議。 及開僧至。大喜。 去與緒士滿式。 夜則對燈誦讀 往學馬。居 無何 未期年業大進 信 去 乃歸

二年乙丑。先生十八歲

春正月四日。 父吉次殁。 年五十二。

四年丁卯。先生二十歲

先生專奉朱學。動用禮法自持。 與中川貞良等。 講智大學。 以興斯文爲己任。 ○夏川儒禮改葬祖父吉長。

五年戊辰。先生二十一歲。

是年著大學啓蒙。其說專原於大全。

六年己巳。先生二十二歲。

先生甞訪兒玉氏。會荒木某在坐。呼先生爲孔子。 子者。豈以我學文而嘲之乎。 學文士之常耳。 士而無文。 先生怫然。曰。孔子卒。 與奴僕何異。 某愧而謝去。 二千有餘載於此。 〇是年乞暇省母於江州。 今汝目我以孔

七年庚午。先生二十三歲。

春著安昌弑玄同論。 〇初吉長好園棋。 故先生亦智焉。 及志於理學。 本·廢之。 一日與兒王某等。 命於城中。

談及園棋。 先生日。 吾雖久不對局。 而比前日進一著矣。 某不信。 乃與之園 果不能勝。 华熊敦

九年壬申。先生二十五歲。

春乞暇省母於江州。 因請奉歸以養焉。不可。乃不得已獨返。 途思哮喘。 ○是年候分封其弟。 為新谷侯。使

先生什焉。

十年癸酉。先生二十六歲

十有一年甲戌。 先生二十七歲

以不事 泛升 百文 去大洲 前 此。 物儿 二七 先生以 月。 無以 112 体米若干斛。 23 風 詩日。 生。 不報 母老侍養無人。 乃親當爐賣酒。 逐棄官 念慮一毫差。 膱 广 illi 去 屢陳 封 鎖 先 應酬 又鸞佩刀。 情 又傾家貲。 如 前 京 千里訛。 致 仕。 師 侯 獲銀十枚。 寓 人心宜主靜。 於某氏。 重 悉償諸債。 其 爲人也。 以待 放債收息。 至是所齎錢三百。 罪 不允。 明月不沈波。 百餘 是年 以其收息薄也。 日。 一三月。 逮問 內 不 至。 叉上 分二百。 人莫不如期償還 書 乃 於執 返 小川 與僕遣 政 邑。 佃 歸 氏 苦 初先生之 餘 請。 錢僅 誓

十石二 年 乙发。 先生

米 作 日先生 平 修设 語門人曰。 〇 秋 京洛 京友來訪。 否歸 任 小川 書白 邑一年 應 河间 揭 於此。 示。 並 賦 始覺此 詩 首贈之。 心稍安然。 〇是年得 故 寢 則 背貼 周易啓蒙讀之。 に席矣。 嚮者在大洲。 日夜尋釋。遂窮其蘊。 夜就

人呼 学版 AST. 自謂 庶乎寢 不尸者。 今而思之。 是支撑衿持之過耳

成儿 凡三 按行狀。 派之言 有料 Ilij 英 初先 未 知學學成 得 Ifi 格 4 不脗 小袋 知 之步。 宋信 合。 功 地 الأن 於是 適讀 角华。 氣 講究 100 朔 豁然開 今朝共是春之句。 明 全書 、經傳以 店 解 致 爲大學者初學入德之門。 從 來之疑 知 為 致 此說 良 始釋矣。 知。 與他 乃默华 書所 是年 资 載不同。 寬永乙亥。 尤不可以 心 驗之人情。 然亦似有據。 先生二十八歲 不 致 思 考之事 四自 姑記が此以 心也。 理。 作之解 故明年 丙子 質之詩書語 者。 備。考。 前後

十有 三年丙子。 先生二十九歲

秋 如 京 Gli 曾 膝 Ш 一某島川某。 談易賦 閱月而還。 〇冬作神農像賛。 〇是年小川覺來訪。 先生作詩送之。

-1-打 14 4: 计出 先生三 十歲

藤

樹

先

生

年

計

(川田氏本)

33

三鼓 1: 作 固 池 IIII i iqu Ш 後 果 III 能 外 止 ilj [11] 橋八 先生 杨 IC 端坐待之。 作 資質真順 n.F 送之。 1 () 是 無 先 11: 伦 色。 年 --麥高 作。 未 橋氏。 省: 凡 1/1 ---夕先先生 4IIE mi. Fi 細 據禮男子三十而娶之文也。 不受 illi 就 并是 命 则 也 不 敢行。 先生 郁 母以 夜與諸 以 其高 。 深 随 氏 之 生何滿。 次為改长, 答 至二鼓 北

十有五年戊寅。先生三十一歲。

字耳。 存正 5 览 精力了矣 油 , 佐愚騃 有 所 川朔 1 越發 〇先是。 能 Til 然非 某處 先生讀孝經 \_\_\_ 字。 乃著原 先生 被勉 不 能 至是 專講四 勵之功。 人及持敬 水 俊 徐 11 米 旭义 學馬 At-欲 吾亦 使其 赋詩。 凡日 說 乃著 未 服 用常行。 贬 如之何也。 〇谷川寅。 是年 業。 醫筌授之。 J 中川真良吉田某來 欲一遵守理賢之遺法。 佐 二三子天資。 落合左。 心 旣 恥之。 ifii 了 佐 兄弟 稱 就 。非了佐之比。 訪 先 來受業。 牛 詩 先生作詩送之。 稍覺其室礙 學問 先生背 初先生 荷 先生憫然授之大 有 難 志馬 任 111 大洲。 行 济 生日。 於是更取 何 患不 與大 吾於了 成 成 野某善。 論 Ŧi. 特 佐 THE 武之。 欠一勉 nll) 其子 竭 數 hi. +

十有六年己卯。先生三十二歲。

某來 已 春山 年冬卒業。 列如右 是以 田 訪 權 吾道之所寄。 來學 Thi 揭之楣間 BUY 作: 秋 il. 一样 这之。 〇夏四 HH Hi 庶幾與 不 月撰 越 於鄉 平山 黨篇 膝 二同志。 語文字之間 樹 规 有所 及 感腦。 問守 即 合座 力行之也。 愚许爱之也深 乃撰論 右 戒 語解 膝 〇 中 樹 规 111 起鄉黨至先進三章。 故 跋 推 熊來受業。 日。 本 平 原籍惟。 人立教之宗旨。 〇遊竹生 今之人為學 何病 品 Min Mi 不果。 not 然以 H 唯 〇是年 應 記 小 训问 illa 學 規 pij 森村 壬 條 明 Ifij

十有七年庚辰。先生三十三歲。

夏先在讀性理 **會通有感**。 祭太乙神。 毎月以爲例。 背口。 祭天之禮。 唯天子有之。 若士庶人。 則祭太乙神

mi

[11] 咒 115 11 小品 4 乃撰 道 今後 背 太乙神經。 1E 1-告範 HE 溪 闹 iff. 末 中。 鍅 脱 讀之。 福。 吾安 心病 亦 忌 曜 Li 其 疾 五 之相 多 IIII 此 用 同 雁 · 想矣。 以(舊) 日 又深 品品 算信 及後 當 孝經。 見 時 陽 學 ,禪之徒 阴 斷 全 書 斷 以 乃釋 甚 為孔 然 氏之遺 設 分其 日。 、讀之。 書。 聖 人 每 朝 貫之學。 則 拜 庶 誦之。 平 亦 以 知 太 吾 虚 秋 道 爲體

+ 1j 八 年字 74 城

大

THE

4

1113

自

1/1

11:

非

敗。

先賢救

111

之苦

心。

可

段 然 13 iż Ali, 米 Ill THE STATE OF 11 11 之所 劍 朱 14 况 111-沙龙 131 Hi 外 鬼 11: 之情 洣 水 外 11/11 號 HILL 命 1(1) 4 默 Ifti 大神 舊賦 因 不 江 以约 贝 111 中下 1111 祭之理 m 北 [1]] 是 ili 시스 則 殊 14 1 排 枯 途者乎。 以 洲 達 也 挨 ALL! 哉 詩 之間 Hote 小 Ш 學 忠 某 汝借 HI 例 乃 寫 1(1) ili H 先 往 至是。 11.1 准 恕 井 IIII THI 4: 中門 之 作 IIII 平 則 E 遠 俗腸 腎 拜 不 THE. 鬼 Ė, 大悟 又惑 今 書 畢. 神。 始 克克 0 先 其 宜 志 IIII 知 [n] 除 生 秋 非 背壁。 其 師 足特 道 其 七月 拘 感 其 mi 祖 意 泥之甚 日。 其 守 也 先外。 譬如 篤 能 頑 他 澤 勿 志 0 席 矣。 泥 逐 伯 神 螆 Hi 授 夜先生 松松 姑 其 猶 旋 切 業 蓋守 來 置 脚 跡 系統 之。 學。 而 木 廊 格 0 当 后 聞 IIII 不 是 法之與 先 者 世 求 生 年. 佛 大 有 魚 大神宮則 先 興 者 人授之光 也 求 生 以 起 事。 舊謂 名 始 入 靜 賤 利。 山 悟 0 室 天 作 拘 固 默 閑 面 地 一於貴。 泥之 請 壁。 坐 文 雖 軒之號。 開 論 不 闢 非 乃 雖 為 华 回 許 不 大覺 澠 同 如 祖 謂 謁 回 先 無 H 以 諸 日。 見 牛 心 1 m 悟。 凡 遣 相 謂 生 猿之 論 生 親 歸 瞿 日 光 於 之。 曇迷 字 跳 此 至 此 吾甞 其 在 吾 謂 弄 間 害 冬十 A 刻 ÌTHÍ 且 道 敢 意 舟 曾 入

常 因 干午。

-1-

11

九

年

先

Ti.

放

京光 燥 1 3 也 村 人义 Ti. 11 人 來受業。 全 寫 滅 公子 先生 所 飯 So 14 講 光 然父子 兄 揭 弟 愛 間 敬 狮有 字。 時 發見。 示 學 荷認 目 得 此 心 敬 是 以 人 存 心 養焉 Ħ 感 則 通 聖 資 猶 氣象。 水 之 流 不 難 火之 窺 出大

35

胍

熊澤 於正 此 則 也 皮 秋 苦孝 り見 横山 盾之問 松!! 105 1. 谷川 經路家 . . ThL 竹竹 'OK III Bil 小 ٢ H 玩 111 某書 Jil 采 加 流鄉 諸子去。 〇冬十 許之末 須 1.1 求 打 心有 是 心 務 月二十三日 先生各作詩送之。 心 跡 素非 脚 雖 俞之妙。 行 於集註之評。 力. iti 子宜 所以 學訓 Hi 門 伯 后 則得其 4: 當有 於子。 其送熊澤詩日 idi Ifij 母高 一時 吾所望之疑。 子亦 THE STATE OF THE S HH :11: 橋 氏。 跡 东非 III 行。 於正經之主意 先是。 北 動 若 所 IIII 初學未知文字者之所務也 志。 不 411 、動靜 如此 先生生二 顧以 無靜 川 1; 未 切無體認之質問 男一 免專以 無倚圓 则 女。 則 集社 俗學 告 肿中 未 未 相 编 發巾 道。 當按 作買 工門 图 上本之間 已曉文義 月 不能以 Litt 大训 慎獨玄機 是何 〇是年 小女矣。 被 则 些. 1.3 11

### 二十年癸未。先生三十六歲。

必於是。

上天之載自

融

通

經 唯 其 所 TE. 7E 存之尚 LI 寫 = ]-月 諸生 異 女生 朔 木 Ifti HE 果 一件 可也 E 計 時。 矣 何 事 洪 自拉 也。 有中 序略曰。 至下 舰人以至於聖人之學脉。 卷。 今則知之矣。 西常慶者。 则 、憤世矯 貫之靈 亦來 **遂執贄為弟子。** 俗 竅字之日 聪 〇書買 THE 不免抑 退而 良 稱 揚太過 川。 刻 歎。 小小 〇清水果來受業 千古 口。 4/5 於是 平 先生 初吾在京 平 相 欲 聞之大驚。 傳之道。 盛改之。 fali 〇是年先生爲山田森村二生。 南 間 者自 向 先生之學。 命 揃 速 鄉 不 毁 人 果。 版 所 以 大異 〇秋 日。 H 於 子 作聖 Ŀ 方个 111-卷 华人之學派 像社 其 (In 說原 撰小 面 於孝 未 〇冬 知

### 正保元年甲申。先生三十七歲。

闸

月朔 講二南卒業。 〇冬淵岡山始來認。 HA 11.5 日。 故及云。 程程文 〇又為山 F: 退而語人口。 不 M 不 H 森 梅 先生非獨德容 村 花鶯語二南 二生。 撰神 K 河敬 方奇 何為後 狮 聰明才智。 〇夏四 FAL 不興起。 月 亦有不可企及者。 加 豪傑惟 111: Ŧi. 來受業 人子亦人。 〇秋 先生聞之。歎曰。 八月岩田 蓋去冬先生 Te

三綱 得陽 信當 不善 It 支雕之病 並 奇 间 11) 恐 书 以 15 沈 11 角华 順 火 1/1 洪 妆 11/1 Ju 、至善解 x 沈 X [-] 13; 智 此 JANA. SE 加 心 者之 13 12 人。 有 說 [-] 復 大 所 行 开。 事善 11 務韜臟之。 未 鄉 夫 Fift 透 得 Iffi 徹 愿 11 也 之 事 心 無 心 頗 也。 也。 盖 ূ 若 悔 豈非 其 不 老 夫 免有 當作不善 所 鄉 心 著 善則 愿 心 原 時 事 当疑 發露。 人持 相之論 判 則 事 為 非 俯 亦 至善。 敬 善。 二者乎。 仰 圖 彼之所以美吾者。 m 說等之論 世。 事 善 心雖 無 則 日 不 不 復 心 未 然。 違善 亦 善 善。 些 狂 至善 可 取。 卽 天下 事 者之行。 吾之所以自耻 者哉 不 日 語 未 古人云。 中 有 節 門 人日。 者。 大抵 事 善 此 光 亦 m 非 吾甞 也。 道 阴 心 至 盛 不 至 〇是年 善 善 贈 大 Ш 無此 當 田 盗 心 先生 某。 善 時 且 一掩飾。 未 不能 而 以 免 事

#### 年乙門 先生 三十八 滅

外

件:

iji

也

H

後

施

也

分

均

仁

是亦

皮

安

足

與

語

所謂

欲之邪 德性 存作 不 1E 则 in 川自 [1] 文題 11/ 人 XI 解 火 皆受之父母 トン 他 亦 以 713 朋处 Hij 放 水氏 以 上矣。 德 不高 141: 復 於 您 數 水 所 惯 H [1]] 條 Ų. 2 親 德之爱敬 1111 IIII 111] 略 會 順 11: 1 亦 是是 排 [1]] 所 此 不 而 之父母 之謂 人之 私 能 11: 寂 有 通 然不 大 人孝焉。 然幸其 身。 故以 者 動 也 情 有 是以 感 爱 大 本 先 體之 謹 時日 m 孝經以 生 遂 身 有 常為學者說 明。 通 小 日17 天 則 八下之故。 嚴 有 順 身 父 未 親 配 甞 亦 日红 以 髮 天 北 息、 於至善 盾。 無以 爲 情 者 大孝。 爱。 此 聖 必 凡 小 工夫。 所 回 餘 中 調 豐豆 知 庸 欠 其 順 也 又於諸 以 情 此 仁義 但 阴 識 之父 善 爲 im 氣 誠 經 支 禮 智 除 母 中。 省 身 為 舊 情 者 此 擇 順頁 智 欲 也 其 嵩 親之道 大 所 尊 切 藤 蔽 體 德性 要語。 也 消 則 脩 只是 身體 化 不 身 情 當 以

#### 三年 闪 戌 先 生 九 诚

為

作

Fi. IF: 11 11 -1-0 Fi. 110 H 朱 子 4: 有 仲 樹 所 版 4: 風 引 高 詩 橋 日。 氏。 獄外有 0 仲 條 **湿納沙** 太 來 學 界。 名利傲 夏 74 意其 月 晦 几 壁。 高 橋 哀哉 氏 殁。 世 間多少人。 年 + 拘 先 攣 生 這 爲 持 裡 長 齋

账

樹

37

之功 店 僚 朋友 心 子 朋父 111] 之徒 所 11 能 意之 〇公 IIII 不 海拔 12: 能 الله الله 滿 共虚 证 你 人 二明 哀哉 他 字下 村 IIII 儿 科 火氣 IIII 怎 是故 者 天岩 值 次 [-] 失价。 1: 知 大學 书 所 心 Ш 之虛 也 11 现成 Ilij 意 11 NIA 11 惟 HH 傳 1 滿 総做 〇是 此 LI 浴 之間 ľ 也 红 ille 鬼 大清侯 温 開 故 祇 不 小 水 作 Mi 能 延見 品出 鬼 浴 温 鬼梅 也 先生 THE PLANE 川 惟 兴 次 放 11: 德之柄 114 1-接逃 於是。 也 恭 能 から 也 汝 不 克俄 1 能 惟 MY: 川 [1]] III 燈 1 1 火氣 以 放稱 粗 J: 不淨盡 聚 人 J. 1 节 方寸 行 1/2 像 施 Hil し 遂為 雖 HI n. Mi 川 木 為做 13 神 3E

有

加門

VU 年 丁 女 先生 14 十歲

是以 無將 矣。 無適 也 心之 阴 本 館 12 常省先 方其 私 IK 迎 命 也 小台 姸 ハナ 橋 在 也 不逐 4 部 娗 11 INE H ill ili 足 英 皆陽 於 花 也 意 也 物。 1 45 THI 也 衛之稱 無記 有 日。 陆 诚 刘子 也 意之功。 粉千 是以 於天下之事。 .T. jišj 哉 英 死 大 加江 511 1/5 中兴 死 11 柳 也 1: Ti 所 動 〇叉書 IC 於是。 窮 编 1E ূূ 也 Ilij 格 明 達 也 1: 鏡之班 心有 野 〇是 华加 الرانا 4HE 貧富 平人 致 The 江 知 消 靜 SE. 所 11 \_ -英 先生 俗 利 111 揭 Ilij Illi 坑 也 L 生陰 卷 111 斯炎 展 贬 撰鑑草 他 1113 也 HA 方其 E 得 也 松 命 影 11 失 失 Ĥ 所 然之 部 1113 方其 適英 福 知 也 41 加 X íj 也 111 川市 创 ·li. 動 理 也 酮 島市 背寫 11 1(1) 廓然大公。 11 天性之靈覺、 Ju Ilij The same 鄉 寒暑風 人極 将 皆陰 角星 真的 先生 IL: 业 們 迎 也 金出 忠 小 是陽 HA 倒し 政 **預鑑**容 雨之序。 IIII 意者。 n.F 逐 君子 L 送之。 独 IIII 亦. 夫生 心神 衡 衡 好 心之所 小 夫然。 大 小 柳 2/5 擾 不非 -11 秋 方其 倒。 七月 倚 注 陰 故 IIII III 市市 動 45子 也 所 也 不 Ifti 174 稱 中部 11 是 原间 清 H 背 往 ini 唯 ·15-稱 然人 想 天 外 11 外 致 -5-14 也 H: 华初 季重 背 於天 不 THE 41. R 被 所 施 本 们 能 刊 大學 1 注 初 Ilij THE 稍 L

慶安元年戊子 先生 114 ---- 4 14/2

赤 IF. 一月朔 風 E, 教官讀法屬 氏是。 同志彌希勒 戒兵 怪且羞吾心不古。 千山萬木唐處存。

赋亦 〇秋八月二十五日。先生卒。 先生及病革。 隱儿端坐。 遠去婦女。 召門人曰。 吾去矣。 誰能任斯文者

也 暖。 市 **瞑目而逝。門人相會。** 用叉公家禮。 葬之於小川邑玉林寺側 備前侯聞計。 使其 臣熊澤伯繼來

财。 里鄉黨。 扶老携幼。 涕泣送柩。 往往有異同。 如喪親戚。 大溝藩主。分部侯懼其 爲祠堂。 、人而或失實也。 春秋奉祀。今不廢云。 命剛錄之。 剛乃據先生.

門人 所與。 國字年譜。 行狀。 系圖。 及遺稿。 全書。 心學文集諸書。 **黎伍考定**。 以撰年 如右。

北 政丁巳冬十一月 藤樹先生之事。

散見於傳記者。

111 田 剛 識

11 11

附

本何 扩 藤 樹 先 年

II 先 生 州 高 姓、 藤 島 郡 原。 静。 大 溝 惟 屬 命 邑 IC. 小 1 3 川。江 幼 自 m 稱。 颖 與 右 悟 謹 衞 門, 篤 雖 父 生生 神へ 育解 吉 次 壤。母。 則 小日 心 111 兒 氏 力 慶 戲。 長 -1-23 俗, SF: 115 戊 染 1 1 質 \_\_\_\_\_ 13 性 燃 七 美 H 4: .. 也

北川 H. U) 門地 (紫

元 邦 和 元 或.. 年 過で 其"卯 門,先則,生 雖。八 在,歲 内 TE, 庭 小 室 111 # == 必次 跪 拜 致, 其

敬,

年 闪 施 先 41: 九 滅 社, 伯 州

静。 吉 學、米長。化,字、事、伯 州 米 -J-城 1: 加 藤 方. 近 太 夫 真 泰 吉 Te 來, II 州 小 川 臣= 四門 先 生, 之, 先 生 從。 古

是,長。祖 赴,父 始。伯 州 加 父 母= 考力

红 Ifij 字。期 在, 年而 州 能之。 洲 遠

近

書

簡

來し

則。

吉

長

使。

先

生,

報

答也

之=

衆

人

賞。

矣。

年 丁 巴 先 生 + 滅 豫 大

斯

也。

吏,是, 年 伯 州 米 -f-幾風早 城 主 郡 加 治 膝 長 Tr. 使。近 太 Bip 智·夫 移, 文 1500 讀」豫 庭之州 訓涉大 洲 式 目 城= 之 吉 雜 長 書,供 先 本人 生 先 間,生 從, 知。之。 吉吉 野者力 進 灰 怎. 加 風 父 早 郡,

濕。是,長 袖, 年喜、先徙, 始, 日, 生 此。讀。如。從。 大 學,者、到。 至, 自天 -F-以, 至: 1 党 是。 告 以产 修山 身" 為 本 数 日, 於了 戲、 Fi 何 幸, 從一 事 - 15-斯 说\* 应

说

屢

14 年 戊 午 先 生: + 成

Fi. 4 己 未 先 11: Jose .

風,夏 居 湖。俗, 抗 Hi. IL, ing. 不 雨。 夜 船, 賊 1/1 徒 謀、穀 》 八門。 不。登。百 H 姓, 散,姓言 饑 先 生 握,長 饉又 柄之, 風 早, 然 1000 郡 矣。吉 之,民, 須 離 長 散士 1 喜っ 之 也 完 子 郡 恨之, 生, 吏 有勇 吉 欲。 長 討, 止上 而 吉之, 有如 長, 有, 雖是賤 也 先 賊 生、須 幼 1 稚。原 者。好 恶 夜 廻 而

欲 0) 3. 江當二郡 民 0) 下に 在 3 -1 此 0 如く措 解を誤りたるもの 多 20 今 K 註 記 4 する 〈紫水

11. 4 庚 1 1 先 生 + ---成

七 年 7 14 先 11: + 四 成 在, 大 洲。

神神, 万 H 間, 大 洲 127 副分 家 te 俚 雜 大 談 橋 不 H 。作品路 足, 取, 用,先 74 生. 五 人, 暖。 之。 。來言 長 之 亭。終 夜 談 話。 焉。 先 生 以 為 執 政 之 \_\_\_ 言 豊 徒: 哉され

是 41: 31 E 文 :5. 11/1 書, 之 This ! 胍, 詩 聯 印, 有, 佳 作。

稲 八 11 旭 付 华。 亦 秋 1 + 有

八 红 T 胶 先 4: 4-Hi. 淡

秋 九 11 -1----H 祖 父 吉 長 平。 茶 秋 Fi. 先 生 丕 生 於, 應 接= 有 過 失。恥, 之, 自 反。而 不 一志之。

儿 51: 癸 少 先 4: -j-10 城

是 41: 通 illi, -1-彩红,

災 粉。永 元 红 111 -5-4: 七 放义

加工 父 長 忠力 矣。 他 H 大 學, 誦  $\equiv$ 欺、 馬。以脈 身 齊 家 之 韶 也。 以 死 雖 ご欲調 聞。 講

Nik. 樹 先 生 奸 日日 (食津 本

生 其 利可, 上さり गिंग 圖 湖。 H 也 ii 是, 順單 竹 夏 作 加州 途 偕 來, 大 洲 IIII 游, 大 風 1 it, 柳花 供 12, 4.11. 放 別。 普 大 全, 一大 讀。馬 始, 之,

知。諸 上, 共 基, 巖, 往, 次 mili 生 間 170 學 悉。 通。 先 证 生 理。愿。 术 時 勢,而。 业 日。京 學,師。 夜光 有,生 不、爱, 通。之,蓝, Mi, Mi, 般後 惩 跳之 思。高上家 之, 其 III. 不 捐, 震, . 14 nil) 大 百 业

年 Z 击 先 生 + 八 歲

春 IF. 11 父 吉 次 於。 江 州 小 111 邑\_ 卒。 木 秋 Hi. --

= 4 iki ili 先 生 + 九 城

24 年 1 卯 光 生

= 先 牛 四 祖 修 恭 景。 先 朱 生, 文 水。 THE E 先 其 生 講教 大 道, 學,以格 以, 法, 平 學,主為之, 1E, 攻江 41: FI 111 R 贞 良庇 正性堂日 明日 新所」。 (紫水)

及

[17]

是 年 夏 以, 文 公 家 心。 加L 吉 長,

是 年 大 學 啓 就 成 其 書 哉 事,父 喉。 朱 文 公 大 全 之 說。 其, 後 图系 之, 未 密 故。 酸 之, 也

五 年 戊 辰 先 师\*生 紙。二 + المرا

先 生 易 冠. 俗 支 111 京 fili . 學上, 易 彩! 始 Thi " 17.4 E -J-之 書, 其

六 E 先 生: + ---

是 荒 赤 红 木 先 計。 J. 生 大 恥 到。 記見 洲 城 先 H = 4: H 退,之 73:3 汽 膝 1111 出 知 其,木 33 守 主氏 组,是。 旅 原 一世" 先 於 後 4:, 州 來 1 2 H . fill " 孔 71 進 Ir 11. 來, 小小 就,战 小 111 景 光 11 4: 德 1,1 池 H. 11: 利息 孔 有 -f-带,威 殁。 In ! iffi 雀, 不猛 Ifij 千 品作。 书 有 樂 除 诚 16/1 汝 10] 账, 我.

七 HE 1. 先 11: -1-城

1 4: 1: 先 11: --74 域

九 1 41: K T: 大 111 Ilii. 洲 光 拔 生: E 加 1-膝 Fi. 11; 滅 77 守

泰

興

到,

江

州

小

111

邑.

見。

母

堂,

母

堂

日,

我心

老

衰

而

不

欲也

古

鄉了,

赴

豫 州。

是 4. 豫 州 大 不 別はか 洲 城 也 E 先 加 4: 品。 膝 出 大 33 洲 宁 泰 興 使 弟 織 部 正 直 泰? 頒 與也 諸 士, 先 生 仕, 織 部 正 直 泰=

+ SF. 於 14 先 生 \_ + 时,六 波

作 IF. 月 训 H 有, かからフ 訴 Time , 不是 來, 豫 师-故= 歎~ 不 得 其 定 省, 也

+ 年 中 戌 先 生: + 七 成

倡言 州。不 现, ---11: 长力 Min 11. 歸。百 ---欲, 行 之, 不 建 行; 粒。家 欲, 颠, 售 過 Jij. 也 定。磁, 作, 颇; 仕, 14: 手 計 滩 致。品。 指: 風 否, 仕, 江 -能 紙 I.I 歸,州 IfIJ III 华 E THE 欲、之, 售 小 錢, 子." 今 污 Mi 里。川 可, 養不 不,許, 養、邑。 穢 受力 11: 母。 銀 之, 先 = 親 者 佃 学法 百 生 待,歟" 氏 爾行 潜,於,日,豫狀是是我是一我之。 直? 錢, 島市 從" 以产 售 君二 心。俸十 先 大 共 百 則# 沙州 生 江為 歸。寄水 餞,從 公=陽奉 佃一 生, 頒。者 江 者 先\* 而, 汝。某 州 氏。也 是引 已非宜、從, 以 雖 小 立。 誓 然, 涕 先 川 謂 泣 身, 生 邑 明明 不 行, 頻 到, 馬 顯。 果, 道, 不用 也 京 其 退。 其 臣 先 者 師 仕、 生 也 意 佃 E 日 强。 謂。 從 積: 君= 偕, 氏= 與一 者 從 今 先 也 日, 雖是 者。 固 年 生 母 辭? 目, 資 然" 之 不 在, 能、 日,汝 禄, 不 才 可。 君 於 谷儿 德, 歸 之。 11-2 銀 私 且., 僅。豫 倉 先

冬 11 110 京 師 先 生 以。 私 退 恐儿 君 命, 到., 京 師。 賴, 朋 友 之 家= 待, 命, 百 餘 日 大, 沙州 侯 感 孝 情 而 赦。

藤

先 生 ir. 11 111 TE E 如

出。是 得,其,講 华 是 京 師 始。新 非, 日, 都 何,禁,求, 通, 我,他 33 誇。出, 苦 先 壁,我,一 是,志, filli, 道 以,聽。 日 如,之, 於 打, 此, 神 X 易 稻 邑= 而,傅、 Gili 之 ٢٠, 貧., 道 理。矣。 矣。 企 先 先 鏠, 4 3th 生 以生生 不 心。 而"為,曰,正"通,不,何,数二 其 謂以以。也 萬 是 如。先 - , 非易。生貧乃禁。 者 煎 禁之,乃,他、乎,止, 於。 /Or NA 行, 日, 矣。 善 難、聞。他 不是 乃, 講, 日 得 有, 息、华 其, 浴:一 傳, 馬 计性 illi 則, 於, 不 燈工 師 是 us; 先 书 得之, This ! 數 11: 多。請, 易 也 世 間, 始。 或、其 評,講,

其 後 il 州 小 111 PI 叄 岩 illi 答. Tr.

京 加加 常に在 京師一に作 あべ 後 文有 課 州大洲 しも亦 [11] (紫水)

+ 年 Z 亥 先 生 ---+ 八 歲

+ = 奸. 内 子 先 生 + 九 诚

是 年 1 111 K 都。 Ħ 曾人 豫 州 米 il. 州 氏。小 111 邑\_ 友師 善。先 始。生, انگ 之, 111 服士 八. 送 論 行, 談詩, 易 經, 閱。 月,

歸。

江

州。

+ 74 秋 年 先 7 4: 出: 赴 先 京 生 筑 成 州 池 田 先 生

是 116 質 待, 诚 聰 聚。 ilij 先 高 用高高 生 之 点勿憂 命,行, 氏, 女。三、十 20 = 明 也。 十二版 呼。野 平 貴, H 有。 宝。 先 贞 姉,生 據 俞, 华 者 門 謨 也 人。 是, 者 及,敷。 SPE 五"其, 池 更。女 H 入 氏 冷 面。 來, 貌 學,門。社。 先, 醜。 赋 送 光 母 行,生。堂 能之, 彩,先 生 IE. 座。曰。 雖, 灰 雖 生, 甚, 為。 触. 小生

+ H. STE. 戊 jij 先 生 = + ---

年. 川 贱 之 IC: 浴 5 行 佐 N 來,, 受。歲 業, 始 先 生,有。 來,豫 調,州 先大 生洲 El, 與 原、大 路下 几 fili. ti. THE . 先 生 Hill 惯 子 5 其, 意, 佐 生 授, 質 大 恐 成 論,鈍 讀,而 不 先 能。 粉弦了 生 教,士,

效先佐 日,小 何。 於,川 學了 了 佐。 反. 浅, 生 漸, 流。懇 前,心,厚 食。 而, 也 能往已 先 喫 弟 11: 茶, 乎。子以,而可。日、難,後皆 謂,師、醫 奇、者 術, 忘 而'學通矣。 輯。年, 不 厭、捷 不 能、 教章徑 人, 殿 記 筌, 億 而 不, 授, 也 倦。感<u></u>、崇之。 类。 之,其,生 生通、仕、 雖是醫,江 欲。盡過 州 者 年 也

养 11/3 111 良的佐。 J'É 從,困" 豫 州 水" 學先生。

了

12.

勉

K

弘.

之

不及 称。 觸 介、持 敬 發 川宇 悠久 In I TI. 得; 好 說 惡,原 ifij 著:述 執 人 論 濟 此 數 放 先\* 多力 是 矣。於是 書。不 讀 是 174 同 書, 志= 疑。 之。以 型, - 1 - n 爲 格 聖力 法, 人 欲, 之 其 道 志、 如。以, 此 聖 者。不之 有,典 所 要 及格 式, 吾 儕,逐 者 受持 歟 其。其 之,也。 後 熟讀 雖然

五

良貞常に貞 良に作るべしの 〇紫水

+

红

己

训

生

---

+

歲

於四十 夏 作:, 先 膝 树 學 水,规 右 銘。示、 渚

夏 月 ili 11 1 田 111 TE IE 首, 自。 豫 州 州 來。受,學 發,業,學,座 股 術, 諸 生。

秋 不。講,四 協、論 心。满, 略"於, 黨 篇. 豫 版 得 觸 而。講。 後小 欲、學, 著 述。 論守, 語,格 解,法, 自, 鄉 黨 篇 至, 先 進 篇-病 發, 加 不 果,之,

此

角华 多、鄉 馬

-1-年 庚 旋 先 生 = + 波

是,七 以。年 祭。讀。 代,性 理 會 庶 通, 人 íni, 三 天, 後 者 發 明。 也 是, 之, 以, 莓 不 月 息,朔 之, 日 也 齋 是 戒 年 而 撰。祭 大 大 Z 2 神 神 經,蓋, 草 天 稿 子, 华。祭, 士 病 發。庶 不 不 及。 净 鳴 是

禮

稿情 100 利 洩. in 此。 孙 秋 i 1 艦 卷 肠 家 们,别。 愤,之, [i] 交 世 الناء 版。 光 不 ri: 生 閉。 有之, 小小 問 答, 抑 梓, 多,揚欲。此大改。 Ilij 不合 過~ 之, 恐,者 也 書, 敗 旣 心。 於, 問 行。 是 给 志 改工 1. 改 近、数 袋 īE. 修,孝 是。 朔 裕 以, 雖 学 觸 III %。 [1] 不 心。 Ilii. 果, 後 不 模 随 也. 黑 洪。 11. il. 713 故。 未, 其 好 ila 存

是 唯,禪 精 學。年 11 也。冬。几,待, 粗 MIJ. 佛 先 是 話, 道 桐。 涯 第行 何,雜、語 佛 X 鍅, 是, 原 祖立, 憫,之,免 乎, 世,而 此 之 觸 時 深、發、說,板 佛 學 Alici . 數 抑。 之 徒 聖 · 例: 多 人 繁 \_\_ 貫 佛 也 是。 之 管征, 以。學 間 使以, 雜 其 大 語。 檶,禪 悟。 篇 FIL 後 滩 六 [[1]. 至, THE L 敗 老 佛 130 皆 刑 1 个 集, HE 貫,谿, 村" 知。

+ 八 年 4: E 先 生 = + 四 流

夏 先 4: 則 = ---E III

是,伊 以 势 累 太 4: 响中 不 12,3° E 出出 11 鸠 以 前 漏。 也。 切 )庐申 年 明。 積 無 德 E, 至 '介 也 不 11] 雖" 馴 致。 兴 人,歟 有, 以, Jith " 圖 暖, 温。身 聞 恐。 pH 2 親力 題 贵, 族。 况 於 nim \* [1] 乎。

太 本 朝 之 大 闸 于: 德 市中 明 也 生い精 此,微则 有。以為不。為 神士 恩, 庶 者 战。 不 时,为 不。之 品品 拜。 书 矣。於 PH.

0 機恐らくは 顺 字の 誤 7k

可,名日是 秋 欲、 泥,利,构 年 學。氣 神行七 其,受 始 始,守蒙 4 跳。老 象 格 者, 其, 漸, 壮, 受。也是 迫、知、蒙。 志 雖是矣。 其, 病 諸 於, 非於是 敵,發。 生 先,息, 大 是。焉 微 日,先 事, ihi 談。生 111 失,謂。 信 . 年 MI 朱 門 起。 兵 啓 11: 性 弟 -J-, 子。註 成。 活 日,解,而。 渡 H 之 吾 後 泥川参 本 满,考。 體,格 式之。之。 是。 同。受 以, 不 用流小 X 人。學 歟 其 矣之 吾 称 浉,教, 人 旨. 型。渝、 欲。 放 其 諸 1. 改 非, 生, 抄 不 故 tile 之 Ci. 門 意, 俗 人 也 泥。 信。武、 天 ,可 其 理 用.格 者"法 本 以,日

冬

13

伯

繼

來,

其

業

伯

山水

上

秋

祭,

直門っ

别

先

生:

不

小川。

11:

北京

被

醉。

Kij '

不

.J

之

心。

ill

冰,

DPI -

見三

北。

4:

雌"

書,

年 亦 从 固, 伯 前門,都沒 其, 靖。 教,门, 於, 雖言 是= 授, 英 業, 也。

九 SF. T 4-先 4: = + Hi. 陇

非 1 13 村 叔 11 张。 受力 来。 心,專。 雖講 愛。經, 親,揭, 兄,敬, 且,字, 見、日, 赤心, 本 然。 愛,原言 愛 未、敬。 猹\* 水, 濕 就, 火", 燥 也。

12, 33 心 智 泳 说 求。滞、先他。而生 蔽,顷 本日 然,孝 敬、爱 心了二 子, 慈慈 山 有, 滅。 者 | 矣。認是 本 心,

養、人之,種 [[1] 平 人 之 心 也 乎。

冬 4----月。 男 脱 之 助, 先\* 是 男 女 皆 不 踰 月, 殤ス 矣

+ 41: 癸 未 先 生 = + 六 滅

14 述。 小 PEG 闸 針 授, 來,山 問, 田 道,氏 森 講戏村 氏=

是

年

秋

1 3

14

常

慶

冬

詩

經

周

召

南.

中

西

氏

退红

日,

於,

京

都\_

聞。

講

談,

製。未

聞,

岩,

先

生,

講

習,

來 受力 へ業人の

fut , 從 先 11: 134 既 盛。 也 冬 清 水 氏

IE. 保 元 年 甲 申 先 生 -+ L 歲

作 情味, Hill 方 冷 初好, 授 山 田 氏 森 村 氏=

14 月 加 111-K 兆 义力

是,夏 角华。 4: 口,始, 讀 事,陽 强. 111 不 海、花· 斯· 喜, 起,業, 不 焉 學 如,善。盆 雖上進, 心,弟 善 子 事 H . 不、衆 先 不、生 至 謂っ 善, 門 此 弟 子, 時 日, 我 支 綱 領, 飯, 至, 之, 至

善。也 111 [1] 兴 是力 hil 弟 .页. -5-旦,實力如,如"如" 何、至 狂 雖其此等 乎。 心 無 先 欲 生 清 E 淨,心善。多矣。於,事、則,矣。 其 是。亦 事 ---上=也 故。 不 発・事 善. 破 綻, 而 吾 亦 \*\*未\* 未\* 如\*有,免 心心 鄉 顶, 不,離 善之 雖上 者 事 似。未、故。 中 有,誤, 行 心 不

膝

樹

先

生

年

譜

(會津

者

不,心。 il; 精 磁 III) 1 3 不 情 分 2 明。 强。 X 心。 則 木, 1-1, ان 不 精 微 III 如一 3E 4 破 者, 能 心 果 光 也 郷 1111 + 则, 愿 之 1 1/5. 汉 悌 光 忠 11)] 信 11 京然 廉 潔 难, THE 共 -111-欲 不 济 台小 其, 111 求 情: 磁 別分

期言 41. 也 則。 其 316 不 当時の 似。 洪 行, 当 红, 世。 部. 民 批 者 也,

H ill ill 門 弟 -f-. H 子-持 欲 說 原 人 論。 時 J. 夫 之 --- 4 助 也 今 丁. 夫 精 IIII 知。 不 共 說, 水水,

年 Z 四 先 生  $\equiv$ + 八

是 年 公 欲。 明年 海空 書, 功 要, 型" 要 電石 9 一年之, 矣。 4-月 始 草。 福, 稳= 集。 ithi 不果\* 之, 情。 哉

赤 IE 11 + Ji. H 件 男 錯,

是 年 大 清 城 主 分 部 1st 賀 守 膝 語り 治常 請, 見光 生。先 生: 固, 辭。 焉。强. 之。不得 解 見, 之。 待 先 生, 魁 厚 也

夏 四 月 如前 人 橋 氏

四 华 T 女 先 生 爲。四 --菠

秋 FI 行。 鑑 咖, 如 人, 禁 戒、

慶 安 元 年 戊 子 先 生 四 + 歲

邑.悲 秋 哀八如,月 114 親遠 Hi. H 近 先 [r] 4: 心。 大 漸。 聞 計, 途= 悉 蓮, 账。 馬。以下,天 公 何, 家 不 修 以年。 衣 IIII » 金 使 棺 不 槨 幸 必知 命, 献 必x 信。非 法 il. 州 1 哭 小 川 江

年

計

退

### (種八) 本校對及本底るな主



此 树 先 11: 15 批 中村氏 不其



(藏氏通德村中 江近)

湖

學

紀

聞

篠 原

元博

氏



樹

先

4:

全書岡田氏本

藤

樹

先

生

行

狀

江阪氏本

(藏院書樹藤)

(藏氏松竹中田 江近)



(藏氏通德村中 江近)



1

村氏

湖

學

雜

纂

篠

原 元博

氏

(藏院書樹藤)

(藏院書樹藤)



(藏院書樹藤)



(藏 院 書 樹 藤)

大洲止善書院記





常行先生紫碑



照参項八十二第至項六十二

藤樹先生整碑

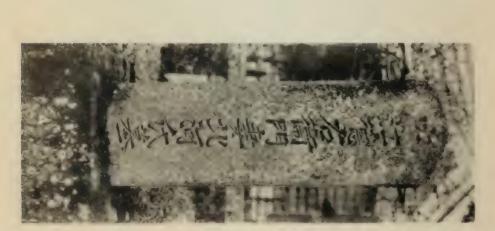

藤樹先生母堂瓷碑



# 解題

绿 13 残 寅 0) 0 ラ 為之。 スつして 減 した 依 大要ご 秋 本 七月 有 b 3 は 本 7 著者 傳 te 誠 備 1-3 せ 州 あ L 叙 ~ りつ 3 3 派 3 n て、表紙 HH 1) ば 異れり。 かっ L n 特 此 間 小 72 ならざれざも先生 書 111 山 1-る 標 邑志 學 才. 8 目 今本 志 徒 0 中 藤 北 村 小 0 質 手に 治 村 卷 (= かっ 終 を誤 左 先 の底 5 衛門 焉 成 師 すい 御 本さな n 0 b の一生を傳記體的 模樣、 L 行 る點なきに 12 狀しの 申 8 來、 L のな たるも また先生 下に 寫 ることは 本講堂 あらざる 淵 0 氏門 に總 0) は、 起居動 = 疑 リ中 3 叙 弟鹽 滋賀縣高 ひなく、 L さ 作 謹 村季貫寫遣 見永三より 等年 一臓な る 島郡 ものに 又その 譜に洩 る筆を以て先生 大溝 右 石 して、 ス、 傍 32 町 河 外二 大字 さ 1 文 る 助 年 事 譜 8 此 勝 12 0 狀 書延享 野 0) 傳 0 共二 性 編 1-所 中 して本 行 持 村 年 # 3 德 的 學 所 に分 年 由 通 書 術 持 丙 氏

一、對校したる諸本及び其の傳來左の如し

抗 3 3 1 20 115 6 知 113 ir. 0 る な 特 3 に使 IC ~ 本 謙 To 以 144 濟 加 T は 藤 縣 近 樹 鄉 高 三重生 島 書 郡 舘 青 1: 柳 村大字常盤木の一部の人 寄附 村 大字青 1 たこ 3 柳 8 故江 0 1 阪 なれ して、 雄氏が ば 實 2 1 大正八年秋世 その 0 原 叔 本 父謙齋 0 夙 に 一界的流 同 (雄之 地 行性 方に存 助 疆 感 義) 冒 せ 1 0) 1 筆 カコ B 寫 0) 1 な h 步

P 大 友氏 本 戶 縣 百 那 大溝町 大友謙次郎氏之を筐底に得て藤樹圖 書館 に寄附 せるものにして、 志

藤樹先生行狀 解題並凡例

木十 اللا EU 以公从  $\tilde{J})$ 1) II. は道 码 士儉、 竹涯 ご既し同 坚系 彻 小川 朴 U) 人な ちつ

る合木 ありて之を收む。 li 神 花 た 本 H 先生與 その原本は門人大溝藩士恒 海縣 樹先生遺文で題する 河子健の傅 帙 1/1 月 ふるどころにして、 樹 先生 行 1113 [ri] 行状・同質録ごいへ 今は京都 市赤小

直採氏の所職に係る。

東澤瀉 水 水 何 顧 1:51 [4] 1111 學的 主幹 IF. 堂東 、敬治氏 (1) 所藏にして先人澤瀉氏の佐藤一齋翁に從 學 4

ホ るころ、 土橋氏 其の 1: 臓 本に 大阪市住吉區 就 き筆 高 小 11 野鄉町 3 3 0) 含製堂上橋保高氏の秘蔵なり。 13 h 2 10 -31

內閣記錄 课本 題して藤樹 行狀とい 20 大正十四年三月圖書係西村五十馬氏が、特に本會の依

賴により謄寫して寄贈せるものなり。

學術 之を收録 后趣 史籍 大略 雑祭 南 且つ史籍雑纂本を以て校正 小 50 國 此の 12 [-1] 文は二見直養翁芳翰 行 19 發行 史籍雜纂卷三中 を施すっ 集別 家傳 錄 に本づくも 史料 您 四 のなるを以て、 に收む。 附錄 として卷末 今該書 を底本さして 1-膝 樹 先生

知 作 因みに云ふ。 道道 此歌 云 たっしり 流 傳 小 角华 は滋賀縣高 文字あ 巽軒井上哲次郎博士著日本陽明 此 0 H り。百方搜索すれ 島郡水尾村大字鴨北川久兵衞氏藏有の眞蹟 の本文で解題では、 ごも 本全集卷之十六倭文經 かい > 3 沙 作 派之哲學に「藤樹 紀 0 明 かっ な 3 门塘 解成 11 行狀 ip り編者の特に加へたるもの 12-發 妈 fi. 卷此 せず 1-前) 100 殿 皆は る遺憾となす。 慶安三年の著 今之を略す。

なり。

行 状一と記せらるっ 底本の表紙 には「藤樹先師御行狀」と題する七字の題簽あれざも、 今後者を以て書名で寫す。 是れ對 校 本共通 の名 二從 正文起筆 ひた る の標目には な bo 藤樹先生

各文段の起首、 底 本には图子〇あ るに非ず。 今底本行を新にしたる所に之を加 30 但し行 文の

二行に過ぎざる 8 0) 1-は、 之を加 -ざることも あ 50

註解 は、 すべ て編著の 挿 入した 3 ものにして、 各條 の末尾若しくは適當の處に之を附したり。

史質 识 認 の點に就 6. ては、 各條 0) 末尾に編者 の管見を識 して、 讀者の参考に供 した bo

對 校 0) 結果 は本文の 右側に之を傍 記 L 左の 略符を附して其の 據 n る 所を明かにしたりつ

阪 氏 本

TI

大

友

氏

本

T

內

閣

記

錄

課

本

內

史

籍

雜

纂

本

史

東

氏

本

東

春

日

氏

本

土

橋 氏 本

土

止 歌 小 解

知

知

等(0) 時に 符號 史實 18 2, 30 附 III せざる か 1-L 若く 8 0) は讀 卽 すり 是 下 n 0) 便 な を謀ら b . ん為 8 編者 0) 私意 を以て傍記 を施 た る B 0) あ 50 何

昭 和二 好 J 卯七 月二 -1-日

藤樹先生行狀

所題

施凡例

lic

本には標目

なし

今新

に内

容

目

次

を附

L

覽表として年譜の初に掲げたり。

參看

せられたし。

小 Щ 喜 代 藏 謹 識

Ξ



ハノ教体 移 0 N WE neit 1: IV トアリフ 义加 0 11: 底性 記伯米 7 仁州 41: モ事質 米了 911 73 此 7 翰 計宣 原 16 -} 力龙 ナ 1: トケ 4 ・稍異ナリの 諸場 1) 7 m'a= 仕 比 共 テ 候ノ All 7 儿 元元 12:-1-0ナ 仲諸 父 加 江本 ---。主守父 好 譜シ 潜山 ノ記述 苍 1 中 流不 遊際 云江 11 本州 0= 述 下文「 サ共正ノ 三天洲 IV 1 静ル 0 =/ シ祖 个 詳一 移 也 伊 加 原 守 下父 邓 父 学 C'IR -+ 郡心 °養 惟 1 7 ノノ関ラニ -加 命 伊 代 力 加條 藤 豫 フ 3 慶 1] E 7 作 ナー テノ意 朱二 長 國 泰 内光泰後濃 ツ 戊十 伯 大 V スペクク ナリの訂 1) 洲 州 申年 米 0 1 1 州黒野ニシタンテカ 子 幼 城 滅 城 稚 \_ 主 封 = ル右モナ 1 ---移高 II. 時 兀 せ 咸 、島 利 ラ 3 グママ 文字 启城 高 ル 年 1) 男ノ 理抹 嶋 頴 中 = 左コ通殺 豫 敏 3 近太、 =") =/ 郡 州 1) 人 難 大貞泰伯、北藤綠、 小 力加 テ ---ナ 族 111 越 1) 貞 祖 シ泰 1 IL が以下 鄉 . 父 州加 謹 米子城 . 先 -厚 生 生 城所實文 父紫 干 IV 7 八水 移寫 0 亦 携 要通 ノ接 下ズール スリ 他 イ ルニ テ F 出 豫加 異 ナ豫 州藤 祖字 熨底 19 云光 ジ江州 父 ナ 7 云泰ハ朱溝ハ

件 べつ 0元元 - j - fu 是 理 1 人 -1 歲在戲 FAL 1) ス 华 デ -- / 大東 野 至 12 始 1 IV 間 テ ~ 大 3/ 0 EL! 癸亥ル 郡 4: 1 ル 民 書 或 心 7 1 1 其 讀 T 13 門 1) x 4 0 0 \_ 7 自 3 度 此 +" 書 子 經 1) 7 7 以表 久 遺 讀 至:無 V デ セ 工 必 IV 人一壹 諳 1 何 ズ 是皆 C 生. 1 內 イ 幸 以 庭室 V ゾ 修身為 ダ p ナ 0 中 ラ I イ 21 7 本 ザ V = 1 7 ス IV 文 1 云 イ テ \_\_ イ 感 至 ~ 1 源 リ 圧 イ 袖 テ ~ 7 必 7 形 書 ウ 跪 皆 7 坐 IV 恭 通 ヲ 3/ 拜 敬 曉 3/ 敬 テ =/ ス 0 嘆 p ナ 7

4: 价 兴 创 ナ lik 1) 俄 1-ス -0うじ ヨ ·十九年 十九年 十九年 ラ 1 成 丽し = (東 x E ---1 ----1 3 彩 H 箴 7 通 1 要 설정 ナ ス 0 1v 惣 毛 1 テ 諸 7 取 子 1) 百 家 テ 7 1 文、 △○内 所 12 倭 壁 國 。以テ間 1 書 記 ---到 3/ テ IV V テ B 讀 0ニチ用 教江ノ 7 則 ズ 1) F 云 1 7 3 强 ナ 持 ス

IV 0-1"加 0 } 0 17 11. 2 外 儀 省。 -----揣 =7 IV Mile ~" 依 カ 倣 1 T. 0 -.20 我 用 . 心 ユ 4年 IV 所 7 됉 誤 フ 2 術 1) F -0 T 是 ラ ザ 3 1) w 7 群 7 儒 覺 1 論 0 7 考 為知 1V 7 カ 深 聖 シ 0 人 然 A V 圧 下 ユ 手 iv 1 實 道 地 未。其 力 ク

iv

7 べ 0 人 7 平 教 水 源東 7 求 x -5 易 鄉 7 學 ブ 0 此 紹 = 能 7 通 3 汉 1V 學 者 7 ラ 1 7 ヲ 思 フ テ 京 師 -到 テ 是

水 樹 先 生 行 狱

o/: ラ内 得 テ 是习 學 -1" 0 間 知 -|-ノ美 ナ 12 7 儿 -5 。學是 大小 --稱 1 现 '7 4/2 . l. 12. 所 1 1 \_ 7 ラ 义 t

in the 江。成學求 · 沿西豫 三江州江

在 0-12 12 18 先生\* 7 慕 フ 思 E フ 71 0 先生 豫 州 --迎 J. 7 7 願 7 1. 1 ~ 时 学 行 拉 鄉 7 法 -7 1

出 7 愁 ラムテ 孝江此 ルフラ感ジ ヲ版 + 灰 1. 7 7 TE 7 IV 不 得 六 7 7 什 1) 0 7 。致力 サンエ 1: 鄉 7 -品 7 調フ IV 0 時 - 4 近 ---寛永・癸酉ノ歳先生 1 7 1:1 CX 11 7 述 . 1 '.j: 六歲 1 中九 也 11 樹 欲 11 : 7 PLI カンド 風 -5

0 年. 1118 先生 郷にいい ろは 寬 永甲 戌 ---- 1 Like 0) 旷 とす 0 從 3. ~ 1.0 歌 力に

北

山。來者

可追

品

去來

詩

T

"

遠 近 豫 洪 州 風 1 11 7 間 -3-H: 17 苦 德 水 = 1 恭 1) デ 4 教 水 7 1) テ 7 斯 ->" 老 T v y カデ 0 久 先 x 生 -合 分毫 7 心 1 於於 1 3 儲 -}-7 15 0 テ 朴 質 P 頭 Fe --+> 7 3/ 人 2 -知。 庭 FILI -7 フ古合水スス 村村 7. T 1) 圧

諸 1: 稱 7 膝 村 先 1 1 工

知 渡 ス -F 述メ 先生 F 1 1 1 精義 昔 ス 7 ナ 初 7 變通 ナ 便 狮 12 ---7 先生 7 挺 . IV 0 7 -7 7 周 信 所 於 偶 知 1 之靜 心 iv テ 3 1 テ、 0 陽回 精 pith -滿 祀 洪 交 [1]] 先△ダルニュ 沈潜反 機 之定 1] 1 功 -- 4 心 10 ---是 全江ラモ 7 何 。復覆 1 7 自当 動 11: 7 -10 17 指 群 ~ =, nº 7 質 ラ 角华 1 島 得 で殊異 驗 7 n 久 7 地 內得 近 作 1) 7 1. 10 得 IV 13 O IV 12 ソ 名儒 7 = 义 ----度 0 个字 欣 度 計 7 = 12 皆会然ト 1) 7 ---Tihi V -5 7 7 1 ナ 知识人 图 illi =1 1 1117 此 -)° 解 0 2% 111 NA. II 1/1 精 0 ス --他 大意 船 7 % =7 12 M 0 1) 1 7 .-群 行 是△至 背 验 テ 7 4 朱 紹 11112 1% 于 ス リム、默内先 1) ル -5-傳 1 論 0 7 荒 1 是 식소 4 舆 -E ア 何 亦 浴 能 旨 7 1 IV 11 旦日 ~ 心 フ 7 发 84 所 7 久 1 -" 1 III B 水 1 3 凡曲 致 ス F V mb. ス 云 0 ,-. 1) 12 7 知 所 0 书 11 大 テ 1 是 外 THE 知 ア テ 人 v 7 -,-Æ 11 温 肥智 角华 --子 格 ST. 出 事 收 合 72 7 先日 良 派 第 -5 --到

et

ju

7

H

得

スい

是寬永乙亥,歲先生二十八歲也。

故

三丙

-1-

ノ本鷄

H

ノ語

H

格 致 誠 修 置7 新, 難 先 后不能 々の料 知。 平 學 成 功地 氣 朔 宁 朝 共是

先生 七歲 歳のこさゝす。三十一歳の作原人に先賢問・程・張・周・朱の名を示せるに、王子獨り其の列にあらざる等の 池 の説が正しさ思ふ。 H 氏書並年譜皆陽明先生全集に作る。 王子の名翁問答等に散見するものは、 但し本 書に在 つては、 俗學記誦ノ習ヒヲ憂テ白鹿洞規ヲ以學舎ノ 備(江)
の単を知られたるに由るならん。 王氏 の書を得たるを以て二十八歳のこさいすれざも、 事 質より、 者に年 他は皆三 (紫水)

文字之間。恩普憂之也深。故推本 〇先生 スの自ラ其後 j 仮へニ記ァ云ク。 守力行之也 12 新 13 ナルニ 依テ諸生親我スル者益、多シ。 原竊惟。今之人為學者。惟 聖人 立 教宗旨 二十一日 加 下云、爾° 下云、爾° 誦 詞 鹿 章 洞 ifii 規。條 已。是,以吾, 列 如右。而 道 之所、寄。不、越手 揭之楣 間。庶幾與 模範

0 É 鹿洞規は藤樹規に作るべし。 二同

志岡

馆

永

己

卯

四

月

可, ~ 先生 無無 間 16 學法 路, ラ初、 可走是學問之 7 志ヲ立 論 ス IV ニズ 1V ヨリ先ナルハ ク。天下ノ事皆 主。意負 也。史 ナ シ。 主 憤 E IJ アリー 7 發 ス 7 IV ヲ知 ノ方此 IV 時 學天 ハ事 下第 ヲナス ニ安 等。 シ。 人間 必ズ以ワキマ 第 義。 無別 へ知 事,

" 义云、 應 -)-〇其學者 7 4,1 111 == 1% ル -15 1.1 1 聽 時月 V 11: .1: 11" ニ・ボス 浮氣 常 水 動 --行行 於 全当 F 大意 除 ノ心、 テ 7 任 此 於 丰 华的 躁念止 良 利洗 IV 不 心 通 フジ 應事 動于欲。 ラ海 加加 --1111 ク 接 -フ 物 萬事ノ顚動日々二能ク辨へ、五官其職ヲ盡シ、物一切ノ境ニ對メ失ナハズ、主人公トアガメ從 ナラ 7 1 不 若 派 清 ズン 習情 干 1 于物。慈愛恭敬 工 學 欲 积 ハ ノヲ 本 皆 力 徒 体 然タ ス 7 所 認 · Mil " ナ 知 々惺 12 12 7 7 喜怒哀 々・出 先務 ヲ自 樂未 湯 反 ጉ スつ 々者即 シ克治 一般ノ時、 故 二其 スル ラ本 フヲ主に息信 時 與 當下具足 天君安穏タ 体也。 ル所 ハ、必進修ノ ノ書略 此性 ノ良 ト IV 云。 知 = 7 ~" 見得 功 云 7 シ 此 觀 ク、 7 ŀ 察 云 メ慎 I IV 學本體 积 ~ たの セ ミ守 間 シ。 3 斷

派

樹

先

生

0

.

7

べつ

11:

极

الزال

## 水 樹先生 华 卷之

11: 路 寫 T 計 0 3 テ 0 大 先 1 1111 -}-船品 --3 FAL. 擾亂 1: 至 ·j' y 1 14 1) 11)] 知 德 大 x 1 ~ 7 11: 意 FAL -17-1 15 ス 1 1 惑 帝 槁 古 1 T. 7 71 と派 知 3/3 者 15 木 夫 水 久 。假既此 T. 死 諸 7 -1 作 多了 R 然不 R 灰 夫 E 1 賢 ヲ東以 知 テ 1 知 > 1 末, 7 p 緘 角军 意 動 ナ 17 Ma :1: りつ 将 Min -5 丰 1 7 1 及。先生 1 水 7 至 心 -}-主 7 心 鸿 体 孩提 角罕 テ ス 1 意证 所 親 惑 1: 1 7 7 别 不 = 切 70 7 念了 倚 利 一一己二克ツノ不正サ格シ(知) 说 名 1) -}-ラ 知 111 テ 0 1 屯 IJ 1 共 17 1 ナ 故 ス ス 1 1) ジ Si 0 IV 1 ス 起 7 趣 0 能 7 水 7,0 0 IV 7 は他 朱子 虚 7" 好 11 0 發 尤 ヲデ 13 外 战 思 7 1 ス 他 1 意 晚 - 4 7 0 1 -ズつ 執滯 们 7 人 1 7 AF. 1 大 以 1 角星 74 7 -}---故 出 Y 專 -5 ス ア心之所 1 後 テ、 是非 'y' 0 --知 及 學 學者 被= 是 1. 11-\_-洪 11: 近 則 ノ素定、 Ili illi 角沿 書類 入 是 ノル 理 發也 后 7 他 -Hil 贞 行 1) H 品物 划 11: 12 定 1 经 始 活 7 HI ス 1 凡心 切 极 知 11)] 沙龙 IL 0 - -阁 113 ス 流 截 1 IV 11] 49 11)] 行 7 IV 1 -7 115 所 。シ定常 天 迎 -T-揭 。ツ内板 多 天 旨 14 7 -5-機 及 シっ 1. 剛 也 1 V M 是是 7" 100 \_m 説ヒテ意知 隨 定 然 Par. 17 12 -- -- -7 1) 它 7 v 也 到 0 ヲバ 光 Æ 1 1 スつ 先生 適 -}-此 ス 英、 学 ス 12 0 益以 惟 1 1 7 Link -}-1)

0 书 角华 八八 晚 年の 作にして 共い 間 先 後 た定定 む おこさ 他 にすっ 唯 他 0) 例 より 13 11 、考先 う 成 6) 角半 後に成 n 4) 3 富さパイ

卷之十二 解 題冬 HH (紫水

應中 文熟 0 Ⅲ 意 3 in the 1 Il: 污 0 也 智元 IF: 味 軀殼 經 セ 心 書 ノバ 1 傅 1: -文 意 T -知 念 忿 ラ 應·恐 1 7 H 起 1V 路 惟好 ス -所 -1 說、 思 7 樂·爱思 1) 慮 心。一般 テ、 分 1111 ノ表に 74 消 -术 7 英 アツツ 有 良 r I ツ 所 0 -5 1 1 苦心 LII 則意 V 清 Æ -}-念 八 論 也 12 IV FILE 7 所 --7 7 如 7 りつ 知 何 イ h ~ 5 故 ナ 3/ 1 -V 意 誠 15 心 意 [4] 四 1 我 外 兴 1 虚 云 别 Ha 三正東東内 件 心之所 功 八 倚 ナ IV 時 -)-0 11 12 順 7 傳

松 先 7 V. 12 白反慎獨 --T 1) 0 自 7 以 12 7 1 照鑑 入 德 7 1 以 答 -5 P. 1 凡 ス 0 意 即 1 魁 庸 鬼相 解 7 消 -於 ス -5 12 杨 ノ 放 テ 心 洪 精 7 求 微 ラジ 12 妙 フっ 例好 也 凡 倾 郎 獨 1 大片、 靈力 \_--依 放 テ 心 收证 德州 大

班, 业 11 柳。 1 页. 徐; 视 2 12, --Ilii 復 内 FAL 则, % 思。必, 照 111 脉 12 Ilij 验 也 10 大本 於是。 外 1 山 種 必 物 渗 面 12 7 於是 温之調 接 1 苦 图 寸. 楚·怨 然。乃 物 ル要幅 原。故。 應 沛 事。必 必 必 。 尤·煩 坎 也。 水 反, 謂 於是。故是。故 之, 盖 热 之 其 獨广 書略 俊, 象 也。 外二 未 消 求允二 見 ヶ富 日 而 所。 無力 獨,則, 貴 調。 胸 暖。必~ 之心。專 往 洗 次 而美 將順 心 清 非 於是 者。以 凉。似 以产 管外 見当 焉。無入而 自 禍 蓮 照。而 獨 福 反 華 為, 利 之 之 人之心 害。必 事。 裏 神 不自 已= 水。 面 清 見 於是。死 冥 漣 光, 得馬。 獨, 馬 一放 将, 心 則。 又 乃 全 日。 以真 焦 生 獨, 火力 火 精 天。必 獨, 者 神。昭宗察》 爲 義力 象 良 事。 乎。是, 於是。毀 知 之 夫 自 然故 殊 以产 反 己 稱。 善っ 腔 得 貌 用了心

0 卷之四 11 七頁巻 IN

沙上

火

煎

日。

琢 with the 0 兀 3.7 33 Hills ノト 不 1 ス 說 好 1. IV 7 思 7 IIY. 尚 --IV 所 密 11 =7 1 " 7 1 大甲 テ ナナ 本 27 3/ 心 テ -1 初。テ 歌 皆 1 感 ナ 7 作 通 ラ 論 7 IV E 五 0 寒 1 1 其 グ ス 末篇 0 略 者 先儒 叉 ---= 日 ス 見 ノ説 ク ク ・ユエ っ分 0 ナ 習言 力 7 後儒 ラ 按 有, 美 ズ。 略 ズ IV = 惡。泥 說, 宜 ク ルガ作、累。 で、カインスマック体認明辨に 大底抵先 德 = 譬, ス 至テ 7 ク 如金 ~" ラ 1 3/ 0 胎 7 砂。貴 故 ス 7 下 = > 1 先生 氣 テ 贱 禀人 3 雖 平 IJ ドモ 異。 欲 日 I 入 1 7 = 服 歸 力 V ヲ競 及 ス 疼 見 痛。 與 然 聞 其, 意 V

卷之五維者第十 九頁參照。 水

11: 别 Hi 4 11 爱 " 1 敬 y: =/ R 彩 :7 派 :31 7 修信 Li 1 ロテ、本然感逝, 水 。其心 小内 孔子 スつ V/13 自 1 -7 端 [1] 著 R [19 知 1 7 7 ス 示 說 所 ス 1 0 ク 理 -,00 書 多 同 ナ X 1) 7 指 1 h 善 ス ス 0 所 惡 P 經 1 機、 7 1 異 要 りつ 真 領 一安 愛 按 敬 1 辨 ノ 一 一 ズ IV 7 字 知 = 得 孔門 T ス IV w 7 7 7 學仁 以 7 秉彜 見 得 7 說 シ 1 了 テ 則 テ、 物 1) 我 1 1 天 ス 0 性 私 先

了杂 樹 先 **/**E 行 狀 法

"

Halling Halling

1

手

小

=

復

ラ

3

4 0

変

其

實

地

也

佐

倍免新 勉百 目 -シ、り 凡先 ノ谷 1 叉惕 7 ナ 信 或 >: 1 4: 1 中 脚 功 11 ス 與 諸 旗子 1 IV 1 7 庸 功 生 所 耕 一件 --E 7 7 ナ 私 75 困 勸 不 論 1 V ル 勉百倍 報難 11" 及 ス X 7 テ 所 12 大 切 勞 時 共 要 也 琢 岩 1 如 功 H -} 1 况 此。 7 樣 1)0 功 か ヤ 以 嚴 7 ナ 伙 テ換骨 -勵 時 其 密 V 智 1 他 ズ -10 Æ. 产學 ナ シ、 1 常 1 說 [1] IV 霊方ョ 者 老 丰 村 ---E id 進 7 IC 仁 ノ 得 修 4 P 7 1 亦 0 征 12 送 處 1 1 所 功 最 7 1 12 王 求 秋實 辭 E 7 反 フ。 亦 以 求 义 -テ、 日 新 ス =/ 其 ~ 77 2 久 意 學 0 C ナ 干 能 りつ 初日 齐 所 先 17 學 生 也 \_ वि 1 沆 或 1 看 時 スつ 大 1 得 困 書 恩 易 - 1: 勉 诚 也 簡 7 意 讲 0 意 1 -功 皆 是 7 [1]] 1 7 傳 從 111 7 7 農業 不 義 悉 1 7 用 良 信 易 理 先日 1 7 4 丰 -以 骑 - 3 汉 7 75 1) ALT. -5 The state 1 如 發 -LJJ -}-フ 5 計 1. + 19 1-IV 7 1 . 3) 3 -H 困 III 宝 7

0 卷之十八倭書一 IF. 編第七 十八 邻 七十 九 真參照。 紫 7K

0 デ 先生、 i.i 先 博 覺 7 1 得 先儒 失 1 -說 不 7 及。 再 或 水 7 1 111 精微 信 不, 品店 7 極 1 人 头 ン 1-Æ 是 云 0 7 7 Mili ナ 5 1 0 佳 然 + 12 V 者 1. や反復シ、必以江・史・大 E 7 ヲ心 心 ---ズ 7 諸生 71 ズ。 7 产記 故 -セ 身終ル 3 2 要

生、 劣 0 ス 力 7 先 ナラ IV ス v 是 ------~ 和1 べつ 7 カ 前 修 川直 ラ 久 色温 常 德 17 ス ス n IV IV ---和 筌 7 者 雜 IV 加 路 幼 \_ r 7 子言 稚 7 17 ナ 7 O 求 純 1 3/ HF 母 HILL x F - 4 テ ALT. iE. 1 1 -:Jt: 7 如 ~ -1 0 他 JE: 4 圧 ク 神神 · M 7 11 ---~ 氣 思 7 ラ 厚 水 安定 シナ -}-相 7 答 IV 1) \_-丰 十四 カブ 1 7 0 故 7 IV 如 共 底 2 -3/ 0 家 7 25 1 111 意思 派 44 1 治 7 1 --12 K [15] -)-T 從 P "" IV 3/ 0 K 容 法 1 7 Fil: 色 11 久 りつ 11/2 ラ 1) 7 悦 佛 - 5-\_1 洪 IF. 豫 7 17 好 人 久 7 1) 110 1 4 0 0 交 =/ 中 IF. X 12 前し 元 テ III. 其 容 ) 1 操 H 命 -7 H 孟 ---達 14 勇 12 冰 公 --11 1 10 ス 0 傑 派 7 ナ 故 逐 得 ---6 --母堂 7 5 11 Sign of the second 先 7

家窮 賓 x テ貧 時 =/ 7 北 3 情 ~ 圧 7 V -居 テ裕 如 13 1) 0 议 1 徐 果 r V 11" 村 K -振貨 ス 0 初 ~" テ 親 从 故 1 爱 7 "

サ

7

w

1

E\*

7

"

ク

シ、

祭

心

--

11

-

洪

欲

7

致

ス

1 11: 3/ ---10 IV 0 1 مان 名 17. 7 2 V 村 -"," 1 --~ 1 17 I テ 5 1. -}-J: ブ Mili 清 Xi: H E 夫 1) 7 0 5 市四 洪 11 ス 放 邢 0 加 II! 汽 IV ---グ 普 五 橋 時 ス 磨力 1 1 テ 1/1; 好 FAIL 7 1 V 12 ~ BL 縣 7 必 15 理 术 1 過 ナ 7 7 w ス 等 + 起 チム風 信 =/ 示 0 内止 1 7 テ ス ス x 7 是 0 身 1 ナ 1 B 故 自 功 7 -50 T ス 7 = 思 波 1) ラ 0 毛 起 0 陰 慎 フ 7 古 居 C 見、 隲 其 獨 都 人 常 危 7 其 テ = 多 -盖 ナ I 鐘 1) 兆 7 沿 始 惡 夫 實 ス 7 道 畏 0 終 擂 1 4 腔 ---應 或 1) 7 テ 7 志 -f-0 響 報 テ 1 7 = T 諸 後 是 \_\_ 7 循 滿 1) 信 生 臥 始 V 1 テ テ 経り 及 其 w 7 ズ 其 闘 鄕 自 IV 1 V 德 氣 得 7 民 云 IV ナ 7 熟 フ 1 文 ガ ナ 丰 0 富 庸 字 如 ス 者 サ 人 3/ 文 IV 他 ザ 0 1 牛 所 3 IV 1 如 者 偶 此 w 7 17 学 見 是 病 4 1 紙 半 0 魔江 共 ツ V = 持 夜 音內 只 7 = ~" 雜 目 敬 放 計 見 昧 3/ w 覺 7 テ、 煩 心 V 7 IV 熱 11" 7 時 。崇崇 ノ。崇鳥。リ 老 嚴 忌 \_\_ 嫗 寒 4 當 リ史。ヲ 1 1 0 テ 內 命, 。比頃其 7 愚 7 江 聖 步東餘 ナ ナ 丰 涉 讃 ス V 12 德 ガ 7 性, ザ 字 範 11 如

○ 卷之二十一雜著第一六頁參照。(紫水)

11 0 水 味 朝 刘言 起 --5 ग्राम 体 國 服 ナ 1-IV 7 不 7 7 前 仰 平 テ 群 先 腎 4: 7 深 加 拜 7 沛中 3/ 5 明 7 テ 尊 光 經 景 7 7 敬 欽 ス 7 ナ ス 7 至 V IJ 0 又 座 上 = 道 統 傳 軸 ヲ 掛 每

11: 1 2 H 外 0 V 分 先 12 )j' 7 11: FILE THE 11 不 11 及 K 16 合 7 人 1 1 -)-=7 ナ .-. 511: 11: 15 ス 利 5 =7 17 -5 ス 1 1) FILE 時 谢 0 w ) 7 我 テ 10 -11: 汝 他 1 ス -华 华 民 加 シジ ク 恐 ナー 敬 14 法 ---不 7 1 7 12 カ 犯 訓 也 ラ 7 ル 0 7 ズ ス ス 然 者 0 ナ IV 大 ---力 1 T V 消 1) 不 Æ w V 12" 7 ~" 7 堪 罪 彩 郡 3/ 1 0 其 絏 人 主 云 事 7 1 分 \_ ラ 事 力」 部 3 不 則 久 \_ 仰 7 不 賀 其 IV 及 = 0 罪 守 至 及 邑 1 7 17 7 3/ 民 赦 テ 仕 テ 等 别 + 7 w 歸 经 先 别 ス 府 ju 生 府 氏 ス 品 自 氏 w ----民 \_\_ 7 其 1 我 罪 小 解 來 小 7 III 17 7 邑 テ 解 テ 1 是 邑 1 日 1 合 7 7 1 按 令 To 及 7 語 p 久 IV ズ りつ 7 フ IV 3/ 0 7 ---2 0 前 先 7 先 日 夜 生 3/ 111 中 生 其 走 II. 夜 小 1 卒其 E 氏 川 别 來 力 府

礦

# 卷之四 + 狀第四 頁巻照。八紫水

神 ヲ診 〇慶安元年戊子 メ其 12 ---对 III; 父母 -5 7 2 呼 ルイアラ The same 贈 無哉。 11 IV 0 驶 7 HI 修 ハス 人棺 40 ,v ト云テ卒 1 ノ秋先生 メデ ガ 備<sup>0</sup>前, 如 槨 日 ヲ営 ガスの 大守 りつ 1v 0 ミテ 脉 小 時 **洪**, 革 某 將源 7 -红 v ノ日 絶ヘナント、則タスケ起き。テ端坐シ、ルニックナルニ至テ令メ婦人小子ヲ解ク、只諸生 光政 174 小川ノ邑ノ北ノ地ニ葬ム 4. 1 ---- A 7 グ 秋八月二 先 生 --THI Hi. WHigh H セ 心 ズトイへ圧、其學ヲ信 ルつ 計音 邑村隣里ノ人群聚ド葬ヲ送ル。 ヲ開 の處ノ同 隠ラ数メ日、 ノミ傍 1: べ ニア IV 悉の集リテ、 --リン 因テ臣熊澤氏 此 先生 道 以大 任: 文公家礼 誰 = 7 外版 17 7

〇先生木下氏ノ女ヲ娶テ長子。ヲ産ム、後妻其氏ノ女ヲ娶テ二子ヲ産ム。長の先生木下氏ノ女ヲ娶テ三子ヲ産ム。長の一巻之四十四藤樹先生門弟子傳參照。(紫水) 某(江) 季(土) 是 --1/1 フつ 長仲共 三早逝。季子ハ大守逝メ後仕ヲ致メ郷ニ還リ、 先生 1 EAL 八備前 ヲ講 ノ大守ニ ズン 客タリの · 中仲 一子 不

本書並事狀に載 する所に依るさきは、 先生の室は木下長嘴の孫女なるに似たり。 然れごら今考ふべからす。 祠堂神主並系譜年譜には

3 接伸さもに 高橋氏さ明記せり。 高橋氏の出なり。 士 橋氏本を正さす。 後歩は別所氏なり。 (紫水

學ヲ講 〇先生、 ノド 37 大簡 長子 ル丁此二至ラバ、 ラ失 先生 形 ン 斯文ノ與起ヲ以ラ自ラノ任 揚 ル所國 見り フ Æ 油 ヲ信ジテ郷ヲよテ 11; 上ノタメニ =7 爱如 悦 ンデ 此ナラジトつい ニハア東 1年 永久 八萬壽 カニ正サズメ、我ヲメ此過ニ至ラシ 身ヲ委ス。是レ名 1 7 スの 西氏是ヲ告グの中川氏驚キ懼レテ先生ニマミヘラ怨言メロク、一我幼 亦 アリつ 12 論 ガ 7 ス 先生、 1v 1 所 3/ 二非 時 1 ラ夏と 中西氏 云 ズ、利 120 世ヲ救 又中 二對人日、中川 二非 111 ズ、只正修ヲポ J. 20 フ ノ意多 ル 門人 40 ノル中 シっ 先生顔色ョ正メロ、 氏狂見我甚么是ヲ憂フ。 普 ル ノ巨 ノ外他 ラ門人 壁 1 ナシ。先生異見ヲ スつ -戯 然 Ö 然り、行子 メ日 12 ク、 タト 脏子 我

爱

何ゾス

111

P

人ノ非ヲ云フニ不忍、我不肖ナリトイヘドモ、荷モ君子ヲ學ブガ故ニツレ妄ニイワズ。今又是ヲ云フ、是止人ノ非ヲ云フニ不忍、我不肖ナリトイヘドモ、荷モ君子ヲ學ブガ故ニツレ妄ニイワズ。今又是ヲ云フ、是止

ムフラ得ザル良心ナリ。吾子是ヲ思へ。坐ニアルノ諸子皆悚然タリ。

「我幼年ョリ以下先生異見テ」に至る四十七字底本之ヲ脱す。今、春日氏本江阪氏本等によりて之を補ふ。 岡山先生宗教錄卷二、六丁參照。(紫水)

嗚呼無哉之歎、 按 先生ヨメ永年ナラシ ズルニ、先生、道ヲ任ズルー深フメ、來學ヲメ斯文ノ興起ヲ欲スルー此一條ヲ以テ「可」見」。易實「ノ日」、 默識 スベ メザルつ シ。皆以博愛厚重ノ實心ヨリ流出メヤムーナシ。天斯文ノ與ランーヲ欲セバ、 嗚呼惜哉。 誰有, 何ゾ

易獲の下底本の日二字無し。今春日氏本によつて之を補ふ。(紫水)
此一條を以て下底本可見二字を脱す。江阪氏本春日氏本によつて補ふ。

〇先生、 礼法詩文及書字倭歌醫術軍法武藝ノ類皆意ヲ用ヒズトイヘル、自ラ其能クスルーヲ得タリ。

著ス所ノ書。

孝經啓蒙一卷 漢字ヲ以テ書ス。

先生、 淵氏二告。テ日ク、此經ノ精義啓蒙二於テ末、盡トイへ氏、學者句讀ニョリテ大意ヲ見ルニ便リス ŀ

云水。

大學解一卷 倭字サ以テ書ス。

古本ヲ宗ト 其辨考二委シ。 經一章ョリ誠意正心ノ二傳二至ラヤム。但シ誠意ノ傳其末ヲ缺ク。

大學考一卷 後字サ以テ書ス。

晚年ノ作二出ヅ。故二親民ノ説解ト稍、異ナリ。

ら 親民ノ説解ト異ナリ云々卷之十二大學考解題並凡例參照。(紫水)

藤樹先生行狀

中庸解一卷 倭字尹以テ書ス。

僅 二首章ニメヤム。其後、門人加世 氏先生ノ溝義ヲ聞テ、私ニ記ルス所二十餘章、先生ノ解ニ附會スル本アノいた内

りこ同法ダ鄙俚也。後生誤テ先生ノ解ニ混ズベカラズ、

中局首章解以外、 第二章以 下第二十七章に至る先生の 作に係る 中原解 ありつ 中庸續解さ名づけ本全集卷之十四に載する、紫水

論語解一卷 倭字サ以テ書ス。

都九章學而時智章·絕四章·君子之於天下也章逸民章回 也其庶乎章君子坦蕩 々章祭子 否 道

章君子不重章顏淵問仁章也。

郷黨篇註解一卷 漢字サ以テ書ス。

全篇コレ ヲ注 ス。鼇頭アリ。共二先生ノ作也。 先生四書ノ註解ヲ作ランヿヲ思フ。其年幾クナラズメ沒ス。

學庸ノ解スラ終篇ナラズの知ル者是ヲ惜シム。

本書の著者も亦郷黨啓蒙の名の存せした知らざりしもの 0 如 Lo 委しくは卷之八解題参照

○ 是亦古本大學全解の作ありしか知らざりしものなり。答之九參照。〈紫水〉

粉問答上下。卷以倭字書(東)

体充ト能シ、師ノ日クト書スル了心ニカナハザル 先生、自ラ改定センイラ欲ス。其旨趣中川氏ノ跋 ルヲ以テ改ムルト云リ。是先生自ラ淵氏二告ル所 三見ユ。僅二改定ノ鮮、 問テロク、答テロクト -}-P 170 1)0 洪

鑑草八卷

文錄一卷

日用要方

ら 土橋氏本には日用要方の次に左の三書を載す。(紫水)

小醫南針

上棟中棟

此二部八友人醫ヲ學ブ者アリ。コレガタメニ編輯ス。

二写小醫南針で上棟中棟での二書は未だ發見するに至らず。 唯南針の一 部中卷は卷之三十五捷徑醫筌の中に見ゆ。〈紫水

詠草一卷

世ニ寫シ傳フル所、 諸生ノ倭歌多ク以テ雑ル。 因テ淵氏ニ質ノ、先生詠ズル所ヲ撰ンデー卷トス。

書翰集諸本中に歌集あり。 會津學徒相傳藤樹先生歌集 一卷あれごも詠草で稱するものなし。(紫水)

統 本朝ノ往昔經籍ヲ傳テ 7 イヘドモ、其二章何文詞ノ智二局リテ、心術躬行 機・ヲ以テ、是ヲ稱メ再。海淪 上是ヲ重ンズ。故ニ四家ノ儒業ヲ置ク。文人才子不」乏近代又布衣遊士博覽ノ輩多 ヲ闘ク 人ナリト云。先生又絕學ノ土二出デ、 ヲ事トスル者、古今其迹絕テ無シ。 聖人簡易廣大ノ宗ヲ遺 昔宋周元公不傳ノ道 經 得 テ

0

萬世道學

ノ教ヲ開ク、言ツベシ、

卓立ノ君子也ト。

來哲其書ヲ讀ミ、

其學ノ緒

ヲ證

セバ、

其レ必取ルフ

藤樹先生行狀

行

狀 終

享保十五庚戌夏四月廿五日于時享保二丁西年中春下旬(江・大) 按するに石河文助諱威倫其養子文左衛門諱定源なり。江阪氏本に文助定源さなすは誤なり。(紫水) (4)

【本册末尾補遺並補正の項目下に、全書志村氏本載する所の「藤樹先生逸事」十八條を追記す。(藤陰三

勢陽洞津城下後學

森本正貴敬寫(江·大)

勢州洞津石河定源謹書寫之

#### 藤 樹 先 師 學 術 台 趣 大

でる事合心 族村 業 なら るり、史 盆 て、 h 先 起 to とい して Bip Sti 勒 心 0) 動 め PH 亦意 6 38 ふ志を 部 相 さるも 天下 30 (= 助 入て 念と良 應事 つて V 限 可為 聖學を學ば 接 1 00) Gh 相 忠物 立定 知 あ ・長生に じて、 0) n 0 兩境 ば、 茶 め H W. なく、 を先輩 先 その 飯 文を以て 日 h 裏 新 師 2 先輩 まで 是によらずして 欲 以 0 と同 功 來 3 8 友に 固 3 1-70 勵す。 山 0 0 志に正 5 常に 先生 交 n て是を正 b 最 念慮 會 しを請 0) 學脈 會 初 座 n 1-座 0 0) 先學問 を守 萬 誠 30 初 多 磋 重 世 ならざ 5 C B 互 同 7 7 可行 の天下第 1: 志 本 其 1 る A 開 さ事 K 討 講 体 0 習 君 論 良 道 示 すっ 父に 垂 上 討 知 な 等 敎 0 き事 論 7 或 0 E 切 n 2 事、 は 卽 多 L かっ 磋 を、 0) た カコ 2 天 琢 まし ま 廳 0 能 人 づ らざる 間第 御 かっ 2 K ら先 識 る 心 -事 よ 孝 な 得 \_\_\_ を自 0 3 師 悌 ゝろよきを得 事 義 7 0) 8 ななれ を 家法 必 勤 日 用 聖 して、 。補 n 人 0 是 所

先師 平 水 紫 K 7% 心初間 示 松兴 お づ 傅 前 紙 8 本 11 答にく 停 筆 平 朝 U) S は 場を 妙 群 1 2 是に加 肾 0 18 庙 先 わ 多 作 國 ~ 5 しけ Gib 拜 始て 73 カジ 2 72 して 3 0) るに n 此 意 前 71. 孝經 30 ぼ FY 1: 1-當下の二字を以 1-あ 未 仰 3 Tiel 5 多 3 發 6 起 ざること、 酮 0 す、 1-旨 神 せ 述る 90 阴 Ty 事の 開 to 尊宗す に及ばず。 萬 示 し。端 大學 行狀に見 世 道學 的史 大中 る事 考 1-0) 0 , 尤切 3 I は 師 お ~ 72 夫を 解 n 72 5 7 90 3 實 3 8 也。 事 是 述 言外 大學の 贵 を 8 すつ 專 異 見 の意味 講 孝 論 る 學 經 あ 世 說 ~ ろ考に備。り。 t. 故に毎日 人字 大學 5 0 7 相 h 傳の一 Po 中 先 K 庸を以 句 師 2 本 K 路ハ、 0 邦 偏 て、 數 敎 7 王 言 千 自 師 議 載 子 良 ら修 友 0 1 昧 論 知 爽に 0 後 0 7 0 め 會 1: 3 旨 人 書翰 盛 座 生 かっ 7 多 服 神 72 n 教 會 F 王子 む 0 7 。り。 書及 け 香 默 前 1 h

附

方五 時 0 共 初 U) せば 旅 て、 カジ 0 1 人心をひそめ 間 を持 0) 外 所 を輕 所々に、明まる者介った。 なりて備る者介った。 精神、 ひ給 6. 1-The same 殁後 々に散 じて、 il. 里の間其徳をしたふものすく あ 12 誰 らざ 6 かい 140 る誠質 天地 -6 3 小川 一十除年 此道をつたへ 11: るを以 te 道の重きを任ず。 して、 て能 をつら に在て、毎歳八月の諱日其まつり有、 Yi 登しる きへいこ 是を て、 要 その 年辛丑 ぬき、人心の 此 絹 味 味はい、みつから是をしる なしなかるべけんや。其価 身を江 hio らずっ 心 京師 巡 などして不過。此學によりて、孝をはげみ實を勤る者、 Ti. 业 の妙所、 1+ 发に於て間 よしや町に [尚] illi 徳狐ならず、 各 にひそめて、 山先生い、 同じく然る所を得たまへる徳化 所 たかか なる所有でいへざも、人倫に本づき良知 書言の能つくすところにあらず。 らずして、 も、 山 īfi. 0) 養物記 是によりて遠 岡 むか いさほ 此道を後世にのこさん事 Ill This is 3 し業を先師 先生講堂を建、 事あ 行 して其筋へ出され、 近郷の民までもこれ し大なりごす。 學意 其子孫ハ 6 ん。 17 < 風 の門に 行 遠く對 化を 狀に 新に先師 1 是造 した うけ、 見 南 州に有て、講堂い 得侍 6 かと 岡山 をあ 人 3-す 0) 意の) 學を京師 0) 8 れば、 Po ・配堂をまるけ、祭祀た 神(史) よう史 禮山 先生 3 0 0) 心 する所ならんやっ とべす その 页 さしい H 1-所 更にい したか 0) 13 後 先師 丰 給 かたい 世 人 1 多 ふに及はず、見る 行 少 7) (1) 3 3 かい 祭祀たへず。 Lar らこ時 なけ そうごか 0) C, は 13 すっつ 教 [13] 22 潜 たとう 先師 111 h 作物の TIE! 是先 7: す 1 先師 をね たへ J) かっ 門 利 h Sib

右之一

書、

享保

iT.

百

中

鄉

見

台院にも入し御

內沙

汰

〇周元公

〇程正公—(產數)

〇謝顯道-〇胡康侯-〇胡仁中

張明公

〇井彦明

胡明

中

蔡文節(紫奉通) 張宣公(張思淑)

(部辨) (司馬光) 邓康節 司馬文正

-〇張思叔-呂與叔



五

者 描 说\_ 必贵值 擇、 THE, -[1]-之。嗚 隆 之 汗。人。 相 受之間。 教云。(真 正。远 後。 也 行。 F 如, 右 此。 瑙, 今。或 也 何 學 地 六 心哉。豪 之 同。 可致思, 時蒙 相 遠常 Ilij 傑之 111 Aling O 亦 政人 此= 如。吴言 雖 有,此,世, 無文 行。而 IE. 見。生。而或。 派 F - -狗。條 知。 Hi. 一点。 與"是 百 11, 庶 Hi. 載= 幾行之傳 聞。而 IIII MI, 知, 成。 者。有 心。 北京 干 1000 III . 11 = 能。横 惟 ihi 感發 枝 作意 1 傍 提 此。 出者。不能 则起, 生. 面 命而行物 於 于 東 此 说。 也。 不。故 此 探。 非、若、異 馬見。 不無 j-阳

すべし。「道統之傳」眞蹟以別揚挿繪北川氏廠幅に見ゆ。 丁亥板行「道統小傳」により編者之な附す。 此の間及び文は林羅山の文集中に見ゆるものにして先生が 道統傳全體については大正十五年發行内藤 叉司馬文正は邵康節の 湖 南博士置 (紫水) 此か謹書して 解祝賀友那 列二、 出典 禮拜せられたるもの 學論叢中の本會顧問文學博士高瀬 、叔は張思叔の 列にあ なる たべく、 120 知 ろ 11 つ呂順、 武次郎先生の「道統傳」な参照 0 叔さ並 中の 文字は びて游定夫 dF. 保四 加加

小

補

于世

蹟





流嫡の門衞右郎太佐岩人門の生先樹藤は圖此 教に人門が生先は或てしにのもるれ殘に字の かんらなのもるたれらせと料材るす示

(藏氏一定佐岩 江近)



照参(附)狀行生先樹藤(幅藏氏衞兵久川北 江近)



### 品遗生先樹藤



(照參項四十四第傳補) 服 遺





簾 暖 と 壺 酒 照参項四十四第並項三十第傳補



藤樹書院と先生遺愛の藤



(解題) b. 5 1 3 は 1 十七七 統 九 崩 T HI 本書 -1-先生 J. 八號 111 长 3 氏 僅 表紙 測 城 九 2 0) あ 大正七年 本 傳 红 本 女に 6 6) カコ つきて 0) 0) 書の ずい 來 難 1; 1-1.1 胩 41: 文 前 50 内 35 せる 遊賀縣 宝 11/1 作 か あ 本 著 5 れば、 90 高 は 卽 15 Ti 三本 8 此 大 狀 季貫 宇宙 に掲げら 5 橋 秋 [13] 0 は 若 氏 水 鄉 先 3 のに 七月 筆 島 あ 111 書 4 相 年 To は 0) 郡 3 豫告 德通 部 待 して、 寫 か 0 木 市市 B 御行狀 0) 大溝 ならず。 大洲 n 下姓 付 0) 亦 0) つて 12 みつ 氏 年 記 長 1 は 月 その繼承者末裔 町中 する 辭任 史實 0) 今尚 り。土橋氏本は大阪市 から 赠 たる數 共二 より 其 祖 前 0 先に 村 叉 所 0 闡 儼 後 採 を二十六さなし、 冊寫之季賞。」で識 德通 本 推 0 通 明 然さして 女さなす。 ノム 書 せば前 如 E して、 致するもの 0) 眞蹟 得 氏 F 一二 く二十七歳とするを正しとす。 の職書 村 世 るどころ少 東京 氏 一一傳來 書簡 常省先生 記 藤 0 本 樹 史 享保 そし、 1 書院 を按 故齋 かき 住吉 して、 先生 其 す 閩七月十五 のニ る カ 藤 + せ す 0 加 品品 30 門下な = 3 5 堂內 の室を長 3 且つ高橋氏と木下氏とを合 平 馬 ず。 は 0 年 卷尾に「享保十三年戊申五 1 野鄉 會 氏の 極 丙 云 勝 30 然り 津 俊即 寅 めて少く、 R あ 日 町 出會建 50 傳來本、 嘯の 0 は延享三年に と記入せられ、 含翠堂土 中村仲直條參看 文 ち木 とい (字は或 藏有にして、 更に先 孫 下長 後者に へがかい 女とせる 編者 其 橋保 生の は の三は 嘯 芯 0 して先 子 2 傳 高 書 知 から 書 而 亦 會 1: 5 氏の 土 雜 一に考へんどす 簡 は T L 如き是れ 議 津 述 n 月廿二日」ごあ て此は 橋氏 る範 本 作 生 中 は す 志 子 瀬 陽明 0 は、 行 な ~ 0 有に孫 年月 きも 歿 本 圍 木下氏に 狀 學第百 先生二 1-13 50 於て 30 は なる 津 m 0 る。 な 木

n ば木下氏は高橋氏の養女となりて先生の許に嫁せられたりと見ざるを得ず。姑らく臆説が記して

者を竢つ。

瓦 得るに道なきを以て止むを得ず、 また同じ。尚東京第一高等學校教授安井小太郎氏は心學録と稱するものを職せり。 により之を一讀したる二本書の文を挿入せること少からざれば、 例」一、本書は中村氏本を底本とし他の二者につき嚴密に對校したり。曾津本は今之の原本を 前記解題に於て述べたる雜誌陽明學に依れり。 これまた校合したり。 **窓末二種の跋交も** 委員柴田氏の斡

脚註門で及び文末の註記はすべて編者の挿入したるものなり。

對校 の結果は左の略 符を附して本文の右側に之を傍記したり。

會

4

主

J. 氏 本 本

士

橋

何

发)

えたるものは何讀點あるのみ。今何讀點反點及び送假名を施す。又會津本の誤あるものは一々之を 安 底本には罕に訓 井 點()) 附せらるゝものあれざも、其の大部分は白文なり、會津本亦前記陽明 學に見

底本標目を設けず。 今新に內容目次を付し一覧表として年譜の初に掲げたり。 参看せられたし。

昭 和二年丁卯七月十日 示さず。

اال The state of the s 代 藏 謹 識

小

封。溝,先 豫" 图 件 州。邑村姓 大의小會藤 ·津會川。 城。幼。氏、 祖 Ifii 1 | 1 驶。 江. 父 携。父, 神人 原。 先。養治 生, 于亨宁。 移。祖會惟 手 父。祖 命 豫 州= 父 後 已上大♥陽 長漢溝 成 爲,城 帝 慶 主 祖 長 父,加 + 後,藤 仕,羽 = 于出大甲年 羽會守, 戊 太e江當 申 守。一步作 某 月 遠 士 某 臣 日 也。 生 及上于 部(會) 守 高 太夫貞泰。 嶋 郡 大

- 庭本に加 膝族 店 -1-大瀧不能詳 也 0) 十一 字 た 傍 記 大守太守は 底本のまい
- 底本 洲の 字 た傍 記す。 蓋し大 洲 もさ大津に作る。 水

0 -1-先 11= 城 幼 始, III 温, 藏. 颖 袖,大 指 學。至, 謹 從。 此。 篤 自, 5-天 群 ,子以, 兒 嬉 戲。 日<u>至</u>禁 聞和 人。壹 君 或, 是-過半 皆 以,其 修上 身男 則 為本。 雖 在, 嘆。內 日 庭 聖 室 人 中。 可。必次 學,跪 於,拜 戲了致。 吾,其 何,敬, 幸, 從 事。

于产

0 -1-1 城 通 +

斯

地文

派

度

志

日

篤

學

0 粉 泄 胀 俗 學,而 支 至, 經, 将 學, 醉。易, 始, 讀 王 子 之 書, 其 心。 傳恐

0 ---一。作 為, 付 11. c = 豫 州 之 体, 歸, 陽

ELL 合,六 聚,十當 ini N 11: 7 古 藤 樹 諸 生 因 稱。江 藤 大. 樹 所,先

0 0 先 先 圳 浩 11= 生: 之 之 蕩 以, 则, 諸 心 生。易 先, 簡, 庭 要為為前奉 本 体。見、要、有。 其平 也 是。本 日, 乃,体,說 故. 話 學 問,其 皆 主 指 簡 易 示, 語= 至, 腦,云, 廣 現 在 著公 當 之 F 實 之 書 路,地心心 字 可。在, 不 K 走。自 動 句 于 反 K 愼 欲 皆 獨-易 不 滯, 簡 阴 物。白 慈 愛 恭敬 溫惺

0 先 4 此 天 F \_ -等 人 間 第 義。 更意 無,頭 事,也 可# 其 做。用 無。工 别

藤 樹 先 生 事 狀

0 先 生: -15 香 漢 JE X 1-平 1 北 150 成。 恰。山。 心 之 景? 1111

0 先 4: 1= 生: 沈 13 相品 当 禍 17 妙 理, 畏. 中听 明, 苦 如,放 尼 九四 之 思。

0 先 生 艺 學。 1 Æ, H 去。皆 Ti. # 意 不。 知 Fi. 11.3 在, **阿**罕: Hill 支 。慶褒雕 又宣無。 要 日 法。川 1 祖。 .此, 間。所 取;為。 轉一皆 無 小 11. 意

Hill 如此, 刑 ME. 相" 世 間, 胖 书 雖 3 तित 知之, 书 寡 矣

0

先

生

云

73 E3

心,

义

元

心

7:

活

俗

所

是

也

於,

日

用

之

111=

不是

·知?

取

啊;

0 加 H 到。清 11/ 轉 寅"是 七月 心太 我 乔 から .Co 10 引きまは 興, 拜 而 してい 考 条件 道にそむか 日,及。 版文 應 n やうにす 新, 及: るだりつ 晚 4: 黑大 温し岡 illi 不 111 J'al. 授七 派 野大 7 34 特の 以高 用 A Eliq がはり 則△席 TILA 私山 平 云△ か。 粗△ ノコ字コ 可立

0

征

IfII

家

0 如, 1 1 先 間。常 先 君 生任子。 税, 此,川 生 1 爱 背, **尚能** 推 權 11E. 本 間 113 元 英安言? 或。 衞了 大 四 氏 則 事 IIII 材,人, 因, 非, 以, 歸。不 務= 而 - 0 - Ti. 记。 所 教 小 知, 荷。中中推 粉公 前, 11 = 不 之, itt. 學,川瓜子, 玩 哈\_ 以, 氏奇書 途 汨 君 子,乃,行,故。怨,狂 1 3 师 傳、 没。 慰,此 憂 宇门 得。 岩 學, 見 不 III 之 言。 以 成 雖 于 先 Wi, 11:4 魄 天 然 15 山山 之 个 載 F 75 " 彩 中二 当 何。年, 后 义 鴻 · 於。於 ii, 掮 世 心 及 1/2 化。位, 速 中美 質 共△島"是= 亦 作人七 生: 不力 心, मु, जि 德△後 之本示。驗。外体矣 IIIi 中 矣。 歌志 已三个个西 厚會諸 其杰先 生:= 今 子 質金生 心 于 右 1,1 1800 Li 此。 德了 世 HI] = 大 HI 占 煎炊 m 英美 無。 爲、抵 -f-異士 想 夜 其。先 illia h 35 出一 生 日 书。 之。 134 IE, 吾 H= 答 日 是, 颜 色, 港 之 П 條 可。之。 影, 用。 也

先

1:

Z.

用

1

4

TÜ.

念

難, 則

辨

A,

3/1

p) =

iii-

· 計畫

不會

可,

全。

作

當

念小

们

放△

FA Z

也。自

先

111

11.7

諸

生:

先

4:

心。

不、之、虚

其。載就之

意,而算念,

出安是。

用。拜

執,根

先

生

1

學

親

光

2

不

生

名

過

H

0 先 生 見, 農 夫,間 治。 業,般 賀 illi 富っ 在, 吾。 讀 重,戶書, 聞。務人 學, 与 彼, 之 作 業 意 思 般力 先△

0

大

游

城

#:

部

守

見。

責

若 以 無 中 動...吾 或 狀, 江 人 也 氏 心 手。 出力 或 雖 。一个會重 His No 分 聞。令吾 先 世 生 城 土 伊 乃,主 地\_ 語"喜 世 家 諸 0 所 生 宰, 江 推 iffi 日 城 不 也 審, 故。 主 事 之 我。先 請。 怒。 之 生 何, 顛 2= 之 關表, 欲人 名。 高端, 於 卒 之"城 我。然 盡意禮 引 城 來, 主 而 縱告" 意。 然。先 怒 我。先 子生生 等 礼會去 惟常 牛△ 令五子為 無。云 所。 先 恥, 生 何,不 一目 城 辭, 主 以,穩也 動,冲 而 默然其 色, 吾茶 終會家 心, 談 乎 論 日宁宰, 自 甚。日 何

先 避。箭 先 其 生 干 罕\_万 世 B 中, 中 間 之 只 有。 有。 地, 所 謂 iffi 向,°支核戰 先 若安陳 其 生 多,有。 防 至。避之, ---衙 日 法 地=心 爲 之" 所 則, 先 講 **以**,非, 生 佛 中,命:論學 不,之 書。 之, 出 可, 箭 日 我 中, 而 亦 中, 言,之 亦 諸 二二二 者 有, 也 防 也 京泉 帶 何上 則法在 直會 射 時。箭 進 見。 一佛 丽 無 之 書, 中心的= 避 其 而 奥 已。 者 冒 中吾 罕しナリ 亦 而 悉。 不中中 包言 命 于 吾# 者 分, 儒

者, 教 所。 小。生, 宜。彼, 敦 堂。信 知。 也 别\_ 佛 有,學, 好 意 思 學, 亦 可, 也。 彼 亦 不 過半 圳力 此是 心。生。 則 何,頃 含、日 吾, 儒 全 体 之 教, m 别 求之, 哉 學

。不五所 先 穀安遺遺生 之會云 不 價 儿子 登 船 金 之 許 本 多 至" 也 本 礼。 。無益 朝 之 金 于 銀 國 銀。今改。 種 K 服 年。湖 器 一△物 年△雖モ 是會無 唐 以 不、土 穿,美 坑,麗 則。之 物 財 用 我 不 國 給七之 穿,所= 坑,出 則 而 地 足, 矣。 氣 且。 潤 每 涸 加

生 艺 गाः 世 良 世。 無心 君 大 子。 欠 事 則。 民 也 舜 百 不 工 雕。 不 日モ良ラ 無。於 事。 可,無 乎,缺 然是醫 君 不。 子、良。 不 则 求, 謬, 聲 民 聞,命 故=是 雖←不 或、可, 無者 有 也會 人 尚 難,有, 得,甚么 於 IIII

藤

樹

先

=

个 生, 循 先 生。先 如 TI 濱, ful 现。 心点氏調管嘆 11. 71 才之 稱 文。 语。 见" 其 少, 德 不 TIL 能 下す Hi. 斑。 非. 所。 知。 [iii] .. 1 il. 之 八, 说 同 月 月 4-调 Il: 1 2 可。 加 111 就。 11: 1 1 美 [-] 11 川、元金丁 77 才 FIR 111 信 TE 见。欣 光 字然, 生 外, 日, 中 1/= 否。减。 如 共

自會如 世 恐也横。此。 入合井 濱 人 乘 升: 所 游点 到。 。致"到當 1 思,食為太 111: 以, 之 取 か。 晚。 天 IIII 寒; 洪 1116 所 得。 1113 亦 ili. 11, グラファ 定 酒: か 其 是 fill y M -1j., かい 之 沈 天 旅 1: ١١١٠٠ 也 1/2 固。 位。 不 11]= 以 小 减。好、

之,亦 不 可以, 私, 增。 之。公何 不 于 此。 平。此 於 人 情 3/5 變. 1111 共 心, 總元 如。 川。

或。問合 云。自,微江濱 II. 製なりつ 東至 小川 江 村の 西= 来。 近 邑にして今本圧村大字なり。 升= 渡。 湖,则, 账 。 捷 ilis · 事,行危。 贵。 會陸 11 111 村ブル 行。 11 i 則 るこご約 维. 谜: IIII 111 不 《紫 5000 -J- .. 路 雌 € الله الله 必。 体 行工 不 111 水

之危光 生: 一云。君 子。 何:= 111 戰 兢 不 稿。 危 險 2 惟△ 水台 路 以一 為 危 乎。 知。 命, 顶. 統。 ----意。渡" 唐 1: 亦

不為 可恨。 人性。供處本作

領。 邑 令 大 共 夜 信三 大嶋 左 嶋 衞 寓 館= 門 至。日夜到 到, 作。不是 及。民 犯。 法, 人, 考, 遗。 His . III 111 品。 而一民會 祭 大 嶋 ※, 时日, 自中 角华。 艺 先 中 1 I 寫= 兀 6年2 為主共 رأن 罪 说" 民,罪, 先 生:

IIII 之, 島市。 者。祥 篮 之 歪. 也。 灾 11 J'1, 命 聽。 11:

劣。樸 生 其 大島区別 新 INT -宇 illi 之 不 府 定。 IF. [周 () 识 神 たいい 雕 當倉 共 定 氣 1772 规 桐先 模 和。 卒. 生行狀 脂 共 大 心 間 315 II. 椒 1115 - 1-月か 你 训 们。 1157 學看 遊 F 精 Ihi 16 i 人 11 学 12 難 步 21-11: 知。為為 11: 11: III IS 胶 川 低 酒 落 之 。間關活 Mill A 升分法 爱 無。欲, 降 定 進 1111 体 逃 人 難。 自 應 無。 图州 一归, 不 稿。 經,殆, 爱其 规 171 知。 有, 更 難. 遜 勇 形 Thi 泳 浴; 不 **者-** 陋

就,勝、堪、必、意 傑 生,之,計,而 蓝。思 避。 處,其 Ji 共 寒, 之。敬, 夫, H 治 時。 裕 親 家。 行, 不 問 如。原义 心, 也 115 17. 地。 放 IE -岩,但 ini 俊, 諸 絕。 或、必次 木ラ 生 有, 有。虚。 及日 法 其 不 說, 事。 鄉 除 其 文 民, 粟 爱, 字。只 之 富 必及邑 Tr. = 者 賬 內 F 也 以, 食, 相 野 東 夷 謀, 45 邑 人 愉 西 民= 來, 和,懸, 浦 南 言,橋, 民 到, 穆 北 導,于 謹、與 如。惟 無。人 之 邑 其 命 談ス 之い 中 返 mi 納,農 從了 清 聲 亦 渠。 如事, 放: 不 院 令」神 獲 母 厭" 油 輩 學, 無物, 些 K 待公 其 如汽 者 揭 相 務」造 类和; 救。 其 23 會一手、去 矣。 無 家 博 如, 其 甚 觀, 告 堇 常。数元 賓 貧 者, 釋, m 客 時, 麁 也。隨 尊 行, im 食 北汉 信又 陰 酸 盏。 無 些 其 隱, 衣 其 孝 經,。財材者 懽,相 人 甞,而會不 所 祭 憚, 可,不, 祀, 底 為。成

济 介之 任。有。先 12 1 道 4: 讨 族 哭 之 III.j 排 Tir. Ti\* 計 越悲 屏、篇、答 雕。 呼 無病 较 路 小 如、終, 軸、之 罪,小 介。 問 爽,之 -5-國人 其" 谷、 時, 親= 纖=惟 佩 间 声· 年 渚 遠 以产 之。 生 道 近 四 侍 同 之 + 侧\_ 志 不 分章 聞, 傳 殿門? 計,為3後 沙产 悉,爱光 脉, 集,如。明 依,此 帝 而 文 慶 日。脉 鵬 公 安 呼 家 天 元 其 禮:何, 年 絕工 修、不 力, 戊 假子 喪 起# 事,之二八 而 備 以表月 端 年,北 前 坐。 五 隱 少 而 將 使人 JL= 日 也 歎 遣。不 熊 夫。 幸 誰し 澤 短 氏。命士先 有, 贈。·也受生 哉 膊, 闔會平 以,邑 誰 日

僻。先 献,生 岛。初 娶。傅, 小 Le 川。 果 追 喊, おりス 孫 先 死, 红, 後 生 于 之 发, 小 殿山 東 氏, 子 男  $\equiv$ 人。 伯 仲。 前 婦 人 生 。李、季 會 後 婦 人 生 皆 仕, 于 備 前= 伯 仲 早 世 。李會

Aristo P

11

H

111

邑

北

地=

先 先 生 11: 所, 博 間 THE 强 iil. 紹 THE PERSON NAMED IN 計 沙 3 文, 學 如 EII. 庸 100 解 倭 大 部众 户 殿門 考 狮 論 軍 HI 法 抄 武 注 遊 及 類 鄕 皆 堂 不 篇 用。 停平 意。 瓜奶 自, 問 得 答 精 春 妙, 風 鑑 草 皆 行。 手 世 亦

生 これがスス 捷 徑 蹬 答 H 用 要 方 等, 書, 亦 有, 文 集 書 簡 各 \_\_\_ 卷

拨, 朝 之 古 吉 備 公 仰 脉 呂 等 英 材 唐 經 書。 此 時 不 幸 中 菲 聖 學 之 傳 泯力 故 其 所 傳, 皆 皮 膚

樹 北 生 事 纵

脉

法, 而 点以 與起斯 記。其後群 文。儒, 注 解 任永垂訓于万世。可謂絕無僅有之君之何來。家講人智。而心術躬行人。未之有。 無僅有之君子而 先生起于此間得孔孟傳授之心 本 朝 道 [5]. 之開 115 13

享保十三戊中五月廿二日

政争

此事狀は何人の記せるにや、藤門の諸賢寫傳へて流布す。亦先師年にかかりて記せる書傳たるあり。彼是運ひごも見得べきだかなら す。于」時安永未の夏、中野氏平職都かなたこなたの書を拾び集め、誤りを改、 繁きな削りて一書と成し、藤村先生年譜と題して、

諸同志に興ふ。後世藤學の同志疑ひなからんため、ここに親よし断りか述ぶっ

寬政七年卯冬

北川親よし誌

此書は、文拙しさいへごも、其時代藤門の諸生記す所にして、草稿なるべし。されば、事しげしさいふごも、倒るまじきものあるべ し。また一には時代の古書を捨るにしのびず。故に予もまた此書を寫して、後世に傳。中野子の年譜あるをもて、みだりに此書を捨

つまじきよしたのぶ。

常親

21:

母 跋以下底本これ無くして會津傳來本に見えたり。今採りて之か補ふ。(紫水)

(解題) ありつ 仲昌著 或は 「藤夫子 一、本書 まった 行狀聞 膝 は、 樹先生記 藤樹 傳」を底 先生行 ご題するも 本とす。 狀聞傳・藤樹記聞又は常耕紀聞・藤樹先生實録・藤樹先生聞録等の名 0 3 あ 50 今「善悪一生道中記」で題する古寫本に見ゆる志村

らざる にして先生に 常省先生 本書は文解 著者仲昌 8 0 0) あ 門下た は藤 對する態度の謹厚なるは却て興味深し。況や特に本書によりて傳へられた 3 極 に於てをやっ め 樹先生の て拙 りし にして、 とい 近親にして、志村治左衞門と稱し、 30 意味 その本書を草するに 通じ難きところ少からず。 至 b た る事情は 常耕と號す。近江國小川村の人にして 然れ ごも小川村老農の筆に係 序文に詳かなれば今復言は る史質少か り朴實 ずの

III 書卷者に著者 むらく して此 底本は藤樹先生門下末裔滋賀縣高島郡本庄村大字南船木故松下岩之進氏の家に傳來した て、 按するに本書は類 は筆寫に皆 U) 傍記 [ji] の序あ 縣 は後記松下氏第二本の本文と一致するもの多く、 [6] りし人學力乏しかりしを以て誤字頗る多きこと是れなり。 郡 青柳村 1 本頗る多し。今左に之を表示すべし。 **卷尾に同** 大字下小川田中竹松氏の所藏に係る。 じく 跋あ りて首尾完存 し、且つ松下伯季筆に係る傍記多々 今之を松下氏第一本と呼ぶ。 内容體裁共に能く整ひたり。 るものに 、存す。 0

藤夫子行狀聞傳一解題並凡例

松下氏第一本(底本

一小川本

藏

田氏傳來本

春日氏本

# -田谷氏

松下氏第二本一藤樹記聞

本書の編纂に丁り右表示するごころの諸本を以て對校し若しくは参考ごなしたり。 左にその性質を

略記せん。

季傍記 筆寫 より探録 小川 に係 に係るもので一致せる部分も共に同一人の筆寫に係り、 本 5 せるものと思はる。 編 また後 者の 减 人の 有にして表紙に 話記 あり。 200 「藤樹先生行狀間傳」で題す。 本文並に體裁は底本ご全く同じ。而して既記底 而して註記の大部分は松下氏第二本 交政十丁亥仲冬小 川城太夫秀則 本に松下伯 U)

容並 次に藤樹蕃山 滅田 係 に る 氏 その 傳 战 水 は底本及 原 本 本は 先生贈答の和歌を載するも、此には之を缺ける 滋賀縣高 び小川 杏 と中 江家の 本さ殆ご同じく唯異なるは底本及び小川本に在 (3) 郡 大溝町大字勝野笠井 如 戚た りし同 田 藏 劼 H 氏の ii 合 滅行に 左衛門 0 みの 家 して明治三十四 に傳來 せる つては本朝孝子傳記 3 0) 年 なりつ 七月 [11] 此 氏 の書 U) 筆寫 0 14

季の註記 松下氏第二本 二藤樹先生聞錄 す) 50 且つ後年に至りては記述の順序體裁大に底本と同じからず。今左にその異同を刻記 松下氏第 三地し - -卷首 本即ち底本と同じく、松下 1 藤夫子問覺集序」の 文字 几 傳 む) 來 50 の書に 卷尾に飯 して滅 を載 行 者もまた同 せずっまた松下伯 じく、

イ、書翰文並に和歌はすべて草書體平假名にて記載せり。

またその 與 元云云、一八頁 池 H 次に 氏書 先生壯 の次に送」赤羽子 年時云云。 一 六第二 第一九頁參照本全集卷之四 次に一豫 を載 州  $\exists$ せ、 ŋ 博市云云。一五頁享保六年八月京 その次に「藤樹先生尊像云云。」二四頁 師 3 1) とあ 伊 藤 50 元藏

国 tii 米斗 H ス 各連 之名二百四。 人在 所 ノ覺

le

胤

次に「

同

年先生

ノ墳墓

ノ関

垣

成

就

ス云云。」を載

せ、且

つ祝文の末尾

に左の

文字

あ

50

京 師 1 同 心 三十 一人 江 戶 同 志四十八人

會 津家 中 十六人

城 下三十人

高

H

村中十四人

伊

勢

1

播磨姬路十四 同 北邑二十 人

阿 波十二人

同

所垣

川

中

同

北

村十二人

津 十五 人 桑名 五

以 下三 十五 頁 終 b 1-至 るまで 底 本 さの 異同 は なく、 次に 本朝孝子傳 の記 事 あり て、 挿畫の一 八第

30 載 せ、 最 後 1-H. 14 分 釋 圖 之十一集卷 を載 せたり。

30 您 を ML 底 末 High 右 主 然れ 1-本 0 外 跋 3 の二條 を載 比 ごも本 松下伯 較 4 す あ 50 2 季の るに文字の 0) n 内容 ば、 最後に 追 記 は底 に係 體裁 誤 -本に在 に於 謬少く るもの底本と同じく、 再奉』復呈』 佐公常賢伯砌二 て完 頗る善本に屬すどい りては かっ らざる 伯 季の 3 傍記 0 南 意の歌 3 によりて略 へごも、 と題する常省先生の文を掲げたり。 是れ 五第頁三 編 を載する外、 々蓋 伯季の 者 カジ 底 すこと得 追記 本となすを避 に係 祠堂神· たりつ るもの多く、 主 け 並 た 常省先生奉 3 所 また 以 今之

nit 藤樹 3 n ill 間 部 分 ブロ 滋賀縣 は 健筆を以て識さる。 伊 香郡 視 學 小 西 而して卷末に紙片を貼布して文化五年 菊 之助氏 0) 藏 有 に係る。 此 0 書 大 化五年 戊辰 □月謄寫而入部分は幼稚なる筆語 る筆蹟 西湖園 を以 識

藤夫子行狀即傳

解題並凡例

0 文字あ りつ その内容 は前記松下氏第二本と同じ。 唯卷者序交を缺けると卷尾松下伯 季追記 に係 3

部分を缺如せるのみ。

古田河 跋 M: 22 文を存 が 春日 如道 原町 N 書狀 小 4 本朝孝子傳の記事が 十八番 す) 族樹先生質録ご題す。 50 の二赤井直 ilii して松下氏第二本卷尾に收むる所の五性分釋圖 一藤樹先生館像 揉氏の藏有に係 此の書もご大清藩士恒 3 云云っしの 200 次に 內容 は概 置かれ、 河子健の傳ふる所にして、 ね松下氏第二本に酷似するごころ 而してその次に六月廿七日小島 はなくして、 その飲 京都 1) 市上京區 る所

記春 を完 成年冬十月二歸り玉フノ圖ナリ略之。」こありてその圖を示さいれざる本書に在 川谷氏 日氏 存 せ 50 本と同 水 また後尾 藤樹先生記と題す。滋賀縣高島郡今津町大字弘川田谷永秀氏の藏有に係る。內容は前 じけれざも、 に五性 また小異あ 分釋圖ご寬政十二年中九月の寄附募 り。春日氏本に在りては本朝孝子傳の條下に 集の 趣意書 な 載 せた りては二筒 50 「寬永十一甲 0) 插畫

に先だちて草稿 水 書 所載 1 1 江宜 0) 夙 伯 に傳來 墓誌銘 せるもの は、 之を ならん 藤樹書院所藏拓 本と比較するに頗 る異同 あ りつ 是恐 5 は墓

刻

一、藤井懶齊著本朝孝子傳に載するごころは漢文にして其 すっ 按するに、 これまた初稿の傳來せるものならん。尚本項については本全集卷之四 の所論 0) 精細 なること本書所載の比 十五湖學紀聞 1-あら

「凡例」 を参照せらるべ 一、底本もど句讀點なし。今全部に亙りて之を附す。

3 對校 の結果 は左の略 符を附して本文の右側に之を傍記す。 △印は其文字存せざる意を表す。

松 1. 氏第二本(松二) 藤樹記聞 記 春 日氏本(春) 田 谷氏本(田) 杏 山先生實錄 實

書翰集(書) 中江宜伯墓誌銘拓本(拓)

lic 水 處 ル松 下伯 季 の傍 記 à) 60 今 (伯) の略符を以て之を示す。

底 水 本文中 们 江 南 2 3 0) 13 衍 と傍記 疑 は しきものは?を 。附す。

古字にして今日普通 0) 形に改 めた るも の概 ねたの如しの時には此等の略字を用ひて底本

底本もさありし 註記 にして後 人の 筆に係るも のほその旨を識 する

克(事)

旷

(時)

号(號)

劦

州

躰

體

条

(條)

余(餘)

庁

庸

圣

EF. 記を要する 3 0) は 或 は 割 註 とし 或 は各 條 0 末 尾 1 誡 すつ

制註 は編 者の 新 挿 入 L たるも 0 なり。 末 尾 に記する註 記 は編 者の名を識して、 もどありし部分

さの區別を明かにす。

すっ 底本は 今その 假 名遣 誤 n 極 3 一めて割 3 0 多 雜 例 なりつ 記 す n 舊本 ば 凡 2 0 面 左 目 0 を存 如 し せ ん 爲誤謬に屬するもの あり をい へごも、 今改め

飢 從 ファ 死 償 幽冷 ウ 3 養ウ 商 4 志 敎 二 3/ 慕ウ 養 ٢ 親 養 ナへ 誤 7 J1" IJ 蒙 豫州 ブ 1) 工 歸 老 IV ス ٢ (衰) 候 ラ ١٠ ノバ 候 工 11" 與 工 テ

底 本讀 み難き文字には所 12 振假名を附せり。 今之を 存すると共にその 足らざる 多 補 3

-底 本往 々語 法 を誤 5 讀 理 解 し難きもの 南 50 かっ > る場合には意譯を施す。

藤夫子行狀聞傳 解題並凡例

中江宜伯墓誌 熊澤務山 の事蹟 銷 は、 は藤樹書院所蔵 li 勢卓幹著蕃 拓本につきて之を對校したり。底本課讀したるものあり。今訂す。 山先生實録の技萃なるを以て、 滋賀縣高島郡水尾村万木良知氏

藏有閩田季誠氏筆に係る同書に據り之を正したり。

、本書はもご標目なし。今新に内容細目一覽表を附して年譜の始に掲げたり。 一覧表を編するに際して卷頭に掲げられたる系譜については重要なるものゝみを採取するに止め 参行せられたし。但

昭和二年丁卯十月一日

たり。

小川喜代藏謹談

多シの 滌 个文明 fili 火 即 注·桑名·豫州等之同 11)] 7 游先生 狱 歲之冬古 德高 多 ナ 7 -1----1) 忍 也 + 加 1 乏世 II. テ 族 -5 E" 大 不 馆 豫 先 出 成 ズ、 11 江州高 逝去 鄉 生 盛 州 37 数 21 1) 4.j: 開 壯 SF. 北 工 1 カ シ 語 迎 [11] ケ、 --1 譜之内 =/ 家 嶋 0 王 テ 1) -博 郡 入テ 玉 志ス 入 ヒテ百年余 1 Hi 且 八德之 欄柄 フ。 小川 學 7 久 子 = ラ發明 IJ 狮 浆 有 可 7 -0 村 才之 藤樹 間 4 知知 \_ 1 3 中江 疑 王 傳 然 事 ノ書籍 ノ下 手二入樣二覺 儒 圧 4 = 也。 IV 氏ノ 及 有テ 者多 其 圧 シ \_\_ 婦 大概 事 然 ~ = テ學 家二誕 憤 F 人 ク、 1) 7 7 古鄉 者老ラ境ヲ越。ズトラ不肯、 七 省察 聞 書寫 1 リヒラケ難 次第 ヲ講 其 傳 1 小川村之實母吉次ニ難レ、 門 生 Iffi 工. ^ 3/ ^ 開 ジ 藤 シ事氏ヲ考 置 = \_\_ 3 圧 慕フ 慕ウ 玉 學 小 悟 V ~ ヘバ、 シト・アリの予古稀之の一云フ人(伯) 7 3/ シ 丰 學者 同 王 稱 7 折 志 フト シ 1 節 諸 テ、 或 世 世 ガヘテ思筆 アリっ E 方 上 者 上 陽 江 7 予古稀之齡 = \_\_ 九歲 多 多 リ慕ヒ 明 西 然リ ノ全 シ。 ノ學 シ 依之疏ヲ作リテ家老佃氏ニ差上、 乙年 ŀ ラ不」耻書アラハ 書始 先生之學 來リ學業ヲ授 一人身二成 ጉ 味 イ 1 ョリ祖 へ氏、 尊信 イ 7 E = ^ メテ渡リ熟讀 父○二養(伯) コ ス 0 術 先生之學術ヲ慕フ同 ~ ス 玉ウニ依テ孝養。蓝サン亨 夕 彌 ル人 誠 東武及奥 カリ儒官ラ 興 ~" \_\_ ス而已爾云 ハレ、 希 深 モ計リ難 起 也 切 3/ ス 州 次第 成 1V 豫州大洲之御 後世 哉 會 事 顯 津 = 丰 明 疑 命 藤 ハス人々 --. ラケシの 至リ取 夫子之 志 故 勢 1 處 解 11-1-1 七 叉 洞。 ス

于、吃實曆三葵西歲仲夏吉辰

施

夫

子

行

狀

聞

傳

之

序

農翁仲昌七十有四歲

謹而著之

nil: 松 1 3 il 德方衛門

年八 知行 加藤出羽守 百五拾石被下風 七日卒。 二 化: 享年六拾 --5 伯眷 早郡 三歲 1 1 域 宰上成。元和八 也。 -在 ス 元 和 王成年九月廿二日卒。享年七十五歲妻甫 三丁巴印 伯 100 之主左近公 豫 111 150 大 洲 中华 東夫人元和 1E 10 7 12 の古民 七字門

加藤 出羽守、 當さに左近太夫貞泰に作るべし。 (紫水)

## 1 1 iI. 德石 衙門

吉

Hi. 小川村二 11-11-日卒。享年八拾有八歲也。以文公家職之法つ玉林在住み。寛永二乙五年正月四日卒ス。享年五拾二 林寺之墓地。ニ恭エル、一蔵也。張北川氏女」妻。 7i 游。 市 碑之銘 寬文五 -中 6 ir. 德 415

1 1 iL 三郎 右 衛門 仁兵 衛 伯

川村 --在 住 ス 0

右

衛門妻北

川氏

墓トアリの

三方小右衙門筆也

藤樹先生ノ質的也。及長壽、紫松ト號スつ

元立 景保 車子 1 3 iT. 岩門

堂上方二仕 ~ 在京 スコ

1 11 任 廣野 jį 

壯华之內 堂上 ガニ 祈作サ 划メ 们·松

後二能書 0 **华之指**隋 故京 X 都 ニテ女子ニ筆之指南 春日氏本筆道の指南に 作 ろい ヲ授 從ふべし、(紫水) 12

T 馬 ili

-7-年之内 7 卷子 堂上方 -ス 0 ---仕 後 ---能 書 故 筆 耕 7 業 h スシ 禁裏 京~ 都河 原心 町 二一記 = 在 住 ス 0 子 ナ 丰 故 穗 積 氏之

子

諱 玉

稍 賴 11 か 是 1 战 穗 積 氏 1 巫 頭 1 官 職 1 取 次 役 7 勤 久 我 大 納 殿 冢 のエへ 出記 入 ス

0

H I 物

49 故 數 馬 70 養子 \_ 。スナ を 旅伯 樹 先 生 1 下 奉 服 綠 7 望 111 後 = 伊 テ相勢の難に対し 道記龜 山 之家 中 高 橋 氏 之家 ヲ 相 續 3/ 知

行

-1 拾 11 被 F 勘定 方 7 勤 L IV 處 董 シ = 依 テ 华 知 1 ナ IJ . 其 后 御 暇 V 下 サ

子 Æ \_ 京 都 穗 積 几 ----掛 IV

0

誰 1 原 妙生 者 中 江. 氏 假 名 1 與 右 衞 門 嘿 軒

字ヲ 愛着 長 文字 ウケガハ le -十命が三茂 33 歪 7 r せ 費 训 學 1 4 ス 1 0 父 書 p 115 11 [13] 放 -17-圧 3/ ス 年 初 先 n > 4 --iffi 是 牛 0 期 父 1 月 伯 之 遠 引 7 ス 年 七 强 書 近 7 12 --日小川村藤子(伯) 日 離 坳 事 =/ 故 書 有 テ \_ V 殆 於 翰 テ \_ 止\*\* 皆 能 遠 11" テ 藤 銀 原 ク ス 樹 。祖 行 此 其 子 7 -1 書 不 春 7 ダ ŀ 父 下 是 費 一得 3 祖 セ 本, -父 7 ス 3/ 文 而 テ 事 小 拒 2 字 遠 誕 有 0 川 2 ク 生 毫 デ 人 拙 伯 工 片 r 來記 罵 皆 七 ハ 州 3/ 1) 哀 9 其 0 3/ -0 毫 幼 常 遣 孫 w 2 母 0 事 七 = 1 --->> 者 如 惜 自 ナ 原 3/ ス 北 此 ラ テ ク L 0 7 )11 是 事 文 故 養 原 氏 字 能 ナ 7 榮松 = 性 ノ 常 悔。祖 77 ヲ 題和 1 能 父 F = 敏 公 トラフ O 友 進 母 7 邁 也 故 7 1 ス \_\_ 孝 招 父 デ 原 w = 與 事 原 T 母 m 九 テ り。 逸 其 歲 7 7 幼 樂 驚 之時 3/ シ 丰 今年 歎 テ 男 4 3 習 成 ツ ス = IJ 0 若。 始 ŀ 加 4 = 遊 加 物 **災**吉 7 × テ 依 文 テ 父 テ

盛 夫 7. 行 狀 聞 傳

17 テ 111 -}-慢 7 のかかか IV 元ガ 料 11 ~ 7 カフ 0ンプ 和平 ・デ・住 ラ 1: 、四 4) -1000 1 12 作小 Mi カ 7 T - | -以 故 1) 174 -5 0 --说 " 77 议 0 2 人 11.15 ---和 利 任 不 尚 尚 大 示 1 -洲: 1913 [1] ] 1 於 云 -5 不然。 [-] 1) 0 9 溪 1 1 院。 我 iT. 天 Ki 沙 楠 7 污 和 x 1) -5 尚 顶 -11" 連 就 -5 -10 -11 4 -77 ---DI [in] 人 [[]] 13 テ 7 T. 张 7 趴 ~" -1= = ? =/ 3/ 0 Fil. x 分片 F." 41-1) 12 II. 1 -10 眼 1 11: ^ --計 未 F 却 17 瑞

スつ Z 0 狀 4 -发 至 加 ---父之 日 120 -1) 37 於 城 テ 思、 先生 乏時 H -5 版 7 --11: IV 欲 例 " 诚 H =7 = 位 ウ 1 1 嘆 而 71 1 ス IV 之 ホ Ihi 始 1 IV 恩 Æ 片 X 护 -5 テ " Ĥ 平 -70 大 7 人 學 今以 人 -7 1 0 7 ブ 1 0 學 書 徐 思 许 7 北江 1 . -7 分 ラッ 7 =7 4 17 至 1) 111 テ ク 3 常 址 11 ル FX 自, 此 ~~ F -此 天 1 7 ショ 食。 0 前 思 济 子以。 ---1: 是 待 7 -10 H K ス 11 H. 7 之爲 龙 至。 思 IV E 1 1 压 ゾ 志 III -1-人意 12 0 此 + ~ =/ ---彩 70 71 是 -IJ 7 7 0 逍 =7 皆 = 7 浦 -10 1 以。 父 73 11E 修道 12. 11-け と 思、 ス 11 0 少" 7 [11] 锅。 Ifu -5 仁. 10

1 ウ 7 収 彩 初订 7 7 フ 是 1 未 以 知。 テ、 7 -非 テ 3 或 ir. 1) ブ IV 所 Æ テ 美 0 群 11 倭國 州 计 12 1 北 7 此 儒 7 11 7 1V 米 2 型 猫 1 石舍 1 5 7 iMi 彩 11: 文 7 1) 4 後 見 绝影 15 7 7 ----\_ テ 自 得 能 书 11: []: 以本 至 7 FAL ラ 淵 堂先 為 通 フ =/ ル w 1: [] 迄 湛 テ 3 IV カ 4 NI. 我 13 平 H -FIS 湖 深 H 幻 7 .12 7. 稱 與 恭 脱 W.F 13 n 3/ 1 F 1111 311 古 人 Hil -1: FAL 3 フ 我 思 外 11 11 1) =7 \_ 1 114 效 欲 教 シ、 111-1 -1-7 1 V ル 1 深 12 1) H 圧 1 -70 7 1 1 0 1 + 强 -17-1 7 人 思 持 J. 道 聖人 1 12 ----块 依 也 1: 7 7 1 ス ~ 非 竹 京 以 IV テ 好 凡 7 此 火" H 114 テ Gilli 地 x AL 1 豫 狮 未 ME 八 --儀 1 成 予ラ 支 州 洪 III 0 我 完 儀 华 J. 清 -7 是 倡 州 矜 HAI 33 ---此 12 ニルナ 持 7 7 7 --1 于 1 揣ッラ 品 品 求 工 ---7 豫 77 沙 ガ 1) 2. ス 原でと IV 小 -7 0 0 0 依二 1) ス --省之 刑 做:礼 食 囚 島市 . 學 カ 账 1 3 我 -5 1 w " 1/5. T. Th 用 7 0 1 . . -5 7 先 1 3 杨涛 3/ 7 数 2 --北部 得 --W. 4= H. 3 ス 小 IV 胜 7 AN: 始 院 テ IV 1)--11-源 是 凯 テ Fi. 心 -7 1 7 1/1 The 要 至 吃 洪 7 ナ High Sil 心部 7 7 清 12 1 x V -7" 7 欲 本 テ 1) 茶 助月 7

近 來 11 Y. 534 []: 仙山 7 思 11 消 カウ 20 計 ---7 從 " フ テ 心 盖 氣 =/ 料! 豫 新 和1 15 \_ 洒 來 ラ 脫 7)-" 故 w = 疾 依 七 テ ス 7 其 フ 定 in 省ヲ 輕 事 得 7 サ IV フ 事 10 ヲ歎 クコ 生廿 適感有。 春 二因 正 テ 月

9

ス

問文

樹欲靜兮風不山

子欲與養親不待。

來者可追歸去來

他 ノ調 E 鄉 -仕 = -1-アリー ヲ以、 ら此詩文集 礼 ヘテ厚 甲戌年先 我 心能君 他二 派 此 地 7 仕 得 獨旅逢 ニ個ヒ來ラ 廿七歲冬十月仕 フノ志シ ニ告サン。 F 乔遠 欲。ル 無キ事 ント欲 i de ノ志 經續黃 v 3 ヘヲ致而江 ヲ顯 ス ナ Æ レ氏肯ハズの願クハ能君 息止,斯 年 ラ 7 1 1 スの フ P 梅。 V 7 州 其文ニ日 疑故 圧 樹 -欲 歸 が サズ。 也。是二 IV O 兮風不」止 是ョ 蓋其意 於テ先生 リ前の第二 來者可以追歸去來。 ニ奏而 ハ先 疏 生 仕 家老 7 作 多 7 佃 才 カ 而 に作 氏 ナ 佃 サ 氏 ル ヲ惜 = テ日 事 捧 ・ラっ ゲ天 母 且。佃 老 = 氏 叉

个度私 私後 巾上、 1 1 程 上、女之後 パ貴様チ ノ能 ツニ 思召 候一ツニハ何 ハ養 内モ [6] ハ古郷ノ母十 御暇之儀言上 樣 111 鄉 t 類 t モ 今八九年之体二 親共二四 狄 無御 n 祭り候處二、 116 144 候ラ 14 FI 候 E 召 1 座 レモ御 ^ カ 人迄御 年以來一人住于仕罷り在候。私ノ外ニ 被以成被以下候上上奉以順候 度 庭 バ古郷 一候放 ハヘサ Æ 御 中シ上 間 、若右巾 存知ノ如 座候 最早年王罷ヨリ亦者病者 御 屆 pu チ離 被 座候條、御暇中シ受古郷 4 五年 ル + へに、三人ニハ幼少ニテ離レ申シ今ハ 下候 1. 如 サ 以前 遠巡 候 クニ三年以前 り左様ノ所 處、當座ノ假事ニテ眞實ハ身上ハバ御奉公仕度覺ゴニ御座候。 候 ヨリ漸 へ登り候事、假令飢 テ 不便二 々飢寒ニ及ブ体 二付 存少シニテモ御座候ハバ、 ヨリ病氣ニマカリ成候テ、次第二人ナミノ御奉公相勤メ テ、 思召候 二御座候 傳左殿助右殿御同心不」被」成、種々御異見之段忝り 一罷歸り母存命之間 551] 死二仕候 = テ里 パ 母 = 御 サハゴクミ申スベキ子モ ノ内 能樣 座 **ドナリ申** 此外聊力存 候間 サモ持可」申 母一人ノコリ申候。 ナモ 御 此地 立所ニ天道之冥罸ヲ罷蒙ブリ母 自由 取 如何樣 ツ 間 ジキ X ŋ ニアルキ ル子 ツレコシ 口 由 ノ業サナリに仕リテ養と申 ニテ ム子申 t 細 ナ E 申 + 申 御座ナク、又ハヨスガニ 御座ナク候。 候故、 母一人子一人之事二 ・ス事 可」中スト存候零リ シ上 V 假事 ル カト カリナラザル 是非二及バズ拾置能 三言上 御推 私之儀 難キ躰迷惑ニ 奉。存候。 量 仕 ナ N 去々年 シ、母 一度ア 御 体二 サ カ 御 座 賴ミ存ズベキ + 座候條 候0 御 相果候 n 此 奉ン存 座 由 事 御 中モ 候。 共 1) 理 左樣 上 如 其

藤

7T.

III

石

衛

119

判

誤 Ŋ 御 144 ナ 樣 仰 .F. 御 暇 候 颐 t N 惶 中

13 -6

15

佃

積 IIII 賜 7 フつ 父之時 持豫 101.0 置 V 九京都故 。八歲内 朋 III 圧 我 333 友 銀 稍未 元 不放被 7 37 ------受 リ使 假 友 島計 3 1) 14 許 -5 1) 成 家 船 商 フ サ ス 中 錢 處 -12 v 12 4 朴丁 之若 油 0 7 ズン 7 米 II: 受 冬十 ナ Ilij 泉几 所 是 城 Pri IV 1 命 T 赵 志 テ 7 -IV 一件書戲 於 待 月 111-人 7 3/ 京 ナ 沙 T テ 事 バ 幅 器物 1) JE. H ---3 1) 並 0 0 T 1 年 H セ 70 THE STATE OF 餘 唯 先 7 7 3 得 君 0 道 生 被 固e其 其 成 -1. 1 辭 3 從 1 1 3 1 あ Ifis テ 洮 7 テ 方。 IV 12 特 テ X 院 是 潜 かしい V THE STATE OF 無 製 芸 THE 7 ?] 不 E 償 丰 難 ---7 0) 逃 ン事 7 以 7 ウ :7: 0 1:0 以 君 -} V 1 加 江陽 テ 1 -5 ーナ 7 銀 3. 憫二 il. 思 ir. 3 稳 111 100 14/1 F -13 ぶっ 有 到 unt m 150 1 --100 - ---50 品 三百 歸 味 テ ル 汇陽 銀 時 12. 先 IV 0 .) 11= 錢〇 近する 銀 是寬 百 是年之祿 强 -有 然 テ 銀 77 永乙亥之年 不 4 7 IN Bho.II. ---則 -我 米悉ク 工 是 テ 1 日 過 -也。 於 倉 7 华 1) 慮 是 先 テ 7

知、致 誠 功,日 地

生

子之春

鷄

H

日

氣 難 朝 春 杉;

- 界山本·藤樹 ild 問 若 滅固 高洋 日に作 るい
- 助 です ナ ノ四字底本 後 人 ATE 下にて傍 記す。 今小川市 本そい 他によりて、本文に 掃

Ш

論点ク 。氏疑同 來 來。學 ラ 三春豫 是 有二 7 7 智 丙 7 =7 問。先生三十歲 子年 フ 1) 大野了 1 百 先 百 注桶 华江 ·通 計 佐 尔 1) 州 出 米 y -(1) テ 11-10 (0-10) 1 11: 橋 1/21 殿 3/ 住 氏 テ =1 7 ン女ヲ r 學 始 1) リの筑 1/1 11" x テ 1 1 奖 BL 州 刻 1 得 欲 12 --3 一二十 及 1) ス 1 0 極 池 是 ---H 义 潮了。 果 3 成 -7-以以 記 1 思 个年 スつ 顶 .50 後 都 始 金巾 退 H -テ 肽 -5 k 谷 7 ---何 食 -111 來 3/ ス テ jii 石 順 -5 大 37 是 版 川 台 7 7 -5-TIAN 111 Ti: 3 7 --红 兄弟 20 N. 逄 7 ---フ 皆 7 外 2 0 心 豫 テ 12 先生 業 21 扮 1 7 7 3 其 III 1) IV 0 版 大△ 小 ---汉 成立ウ

藤夫子行狀聞傳

之冠 度、 强 悟 并 11: ラ テ 1.6% 1 1 14 凡 1) 0 il. テ الله الله 4 存際 II. HA'S 111 3 5 7 テ H. G. N.E. SF. E 能 1) 秋 7 信 7 フ 業 宣言 713 東 111 14: 1 がら 來 勉 人 ラ 浦 11 [1] 樹 7 1 X 理 欲 规 歪 3 几 7 テ フ [1]] ラ IV IV 1 40 0 日 秋 楽ヲ 常 全 19 科學合座 11 -ス ウ 丰 · 生經 志共 集 乙神 0 101:0 至 通 -7 1 計田 先鄉 然テ 冬亦 ウ 絕 假 7 以 冬十 7 足 IV ノ啓蒙 得玉 0 生之講 分 7 3 テ 7 テ V 111 0 汝 7伯 ソ 與 水 右 北 先 祭り玉フ PM. 來テ教 捷經路 眞偽 月嗣 テ 牛 秋 7 \_\_ フ グ 發明 テ熟 固 銘ヲ作 奇也。 問 論 先生 福 r 7 7 聞 情 " 塔 品店 ク 7 子 3 請 服 此 テ 虎 狀 カフ 知 1 讀 ヲ講 1 リ起ラ先進 应 ヲ受 大二熊 冬詩經 巾也。 リテ 日 ラ 3/ 況 生 ラ 7 テ 7 3/ 已ズ。 玉 作 聞 ザ 玉 ジ P ズ 12 クの夏 部 フっ 諸 5 C 1 我 テ 須 IV ~ 云 故 110 鄉 彼 IJ 秋豫州之同 生 佐 テ 7 先生 展 講 是ニ 三冬 黨 持 テ フ \_\_ ガ ----日 ノニニ章ニ 是 服 圧 疑 示 敬 如 敎 授 ズ。 三十六歲。 1 齊戒 宝々是ヲ解! 借 於 ケ、 圖 ス 7 4 ス ク 工 10 0 二南終 游 說 テ 1 = ナ 1 如 3/ 處 終 三月 至テ 并 志ノ願ヒ ラ 何 亦 3 太乙神 V 是ニ 111 發 是 -ゾ ザ 至 \_ ~ 業ヲ授。 繼來 テ 調 明 原 ス \_ 1. 7 w 是年山 IV 於テ 度拜 0 是 P 講 大 豫 ス 0 1 モ モ 7 二依 40 ル事 テ 病 彼 7 = 州 1 7 m 祭 ソコ 度請 感得 終二 謁 業 苦 著 其 =1 1 不 田 IV 其 7 IJ 意 7 テ翁問 勤 ス ス \_ 中 氏 0 受クの 。同 弟子 憤 サヘ 勉 觸 山 12 テ 則 = 西 11" 事 太 通 IJ 發 P 不 氏 森 ス 4 志 開 ラ 7 7 アリっ 權 IV 7 能 セ 村 \_\_ 處ヲ ナ 五歲 尚 許 去 市中 7 來テ ス 5 日 V 示 彼彼 テス 業 0 テ IV 予洛 著 經 4 サ IV 1 ス。先生 先 秋 可 0 是 殿督 果 甚 サ ハ ヲ 7 爲 生 德之 ス。 知, 春 受 始 撰 サ = 后 7 文 --w トつ = 於テ 愚 於 學 # ズ。 IV 3 11" 小醫 冬王 事 7 テ來 欛 ヲ以 ブ。 昧 テ 小 w 春 以 0 論 出 柄 其 中 叔 7 テ 南 川 情 y 龍 夏四 賞 手 語 IJ テ 世 人 溪 貞 針 1 豕 其 1 サ 講 語 肖 解 IJ 7 月 7 7 ズ カ 良 1 秋 豫 渡 7 年

加 三十三歲王陽明 -111-16 Hi. 水 テ 外 學業ヲ テ 學業 全集か讀まれたりさは恐らくは誤。 受。 ヲウ 正保 かつ 秋 元甲中年 八 、月岩田長仲愛來テ學業ヲウ 先生三十七歲 (紫水) 氏 ク 山 田 氏 ノ為 ----神 方奇

七

術

ブ

夏

7/1 朗 吊 見 IV 心 儀 1 21 也 7 九 1) 城 7 0 乞 1 然 1 本 IF: フ V 0 月 圧 次 剧 13 学 别 彻 東 金清 7 先 11: 生 -6 IV 0 -7 ---告 11/1 L 作 ス グ 0 0 太 先生 夏 來 174 テ 問以 月 [6] 17 管 --7 ス。學授 H 0ブウ 夫 0 off 后 人 [11] 11: 此 橋 年 11 那 II: 7 打 得 主分 死 ス 部 ス 1 -5 什 事 但 見 47: SE. 7 北 11-六歲 先 -10 4: 7 宜 待 德 伯 -7 別 仰 12

不孝 守少 江 傍 年 問 -12 孝色知 0 七 手 旅 1: ラ IIII 儿 [III] 將 月 其 村村 ツ 174 --金 十歲 人 命 父 -書 源 T 74 グ E 11: 11: 隱 院 棺 光 成 1) H 1 V 心 0 ゾ テ 政 " --柳 -4 1 ---候後や 旣 秋 则 \_ テ テ 7 -カ 未設 0 歎 生 水 别 1 1 ---ス ナ 高 梓 縣 不 鄉 グ テ IV 1 1111 3 1 先生 芦 ナ 音 日 7 TI 女 カ 王 \_ ズ FI 4: チ 111 7 =/ フ F-1 如 0 行行 聞 此 テ y テ -IV 行 3/ 改 4、完全 0 初 0 某 道 脉 THI 7 110 ス IF. 處 X 0 7 戒 渝 1 H 1 先生嘗 診 任 1 1 小 セ 1 志 [i] 為 111 誰 7 ス 20 3 志 村 ---7 力 IV 有 三 告 Y 2 悉 11 别 公引 T 排 4 12 北 テ 間 7 所 T -~ ス V 集 0 著 早 IC 圧 ラ 0 110 地。三林 北岛 リ III 11) 3/ ク =/ My . 玉其 述 四 ラ 知 吓 部 ,2 博 本等ノ境内(記) . テ テ 先 E 無 1木节 7 7 是 文 哉 日 11: 著 フ ---M 享年 公 書 7 至 7 ス 人 云 破 0 1 TIK 7 IIII -家 外 1) 外 12 テ 74 グ 村村 加豐 草 E 7.5 令 + -V V 絶。ナ 因 フ。 --IV =/ 1 圧 授 因 0 滅 題 里之 學 テ テ ナミデン ケ玉 15 テ 天 板屋迷惑成 -1 H 彼 1 熊 驰 シテ 何 人 12 1 11 群 澤 11 小 7 0 \_\_ ズン -聚 秋八 子 新 J 7 此 H 授 介 m 修 1 助 7 -}-外 7 月廿 彩 丈 退 111 7 4 4 IV 玉 12 0 惜 注 7 7 ゾ 起 --= 遣 送 然 Hi. テ 4 7 3 1 0 火 歎 唯 日之 IV 21 IV 40 テ 汉 未 慶 0 Ilii 小竹 諸 ラ ク -ナデ 党 悲哀 朝 膊 備 14 生 -红. 1 4 元戊 卯 依 本子 7 前 p セ IIII 涕 此 贈 太 E 刻 テ 人 --

本 庇 本右 側 -カ n 左 側 = アラ 12 1 0) 名 100 附よ 0 今改む。 八紫 水

按 呼 210 何 411 ズ 哉 ゾ IV 先 \_ 生 歎 先 默 4: 7 識 道 テ 7 ス 永 1E ~ 年 3/ ス 0 ナ IV ラ 竹 1 以 深 3/ 博 x フ 変 4 3/ 厚 テ IV 重 外 Mi: 剧 1 呼 竹 7 情 心 3/ テ 4 -1 哉 1) 坝 流 义 之 亦 出 則 B シ△起 永壽 テ春河上記欲 エンス 3 E ナ w 1 31 11 此 后 天 ----草 斯 採 1 文 7 著 以 1 HIL テ。川 1 知 盆 ラ ~ 2/ 7 1 得 41 淮 7 n 有 事 欲

Mil.

セ

牛 花 ٢ カ ナ。 先 生 配 法・詩文及書字・倭哥・醫術・音楽・軍法・武藝ノ 類 皆意 ラ用ヒ ズ 7 イ

1 圧 野公 自 右 捕 ラ --ii L 其 7 能 傅 ス 授 71 ス 北 ilij n 事 先生 先生之年 7 得 汉 德澤 ŋ 0 譜 = 7 同 3 ツ 7 行 テ 世 狀 上 1 ノ内之拔書 = 其名 ヲ顯ハス人 也。 門 人諸生 々ヲ記 之中 ス。 此 \_\_ 外知 モ 或 ラ ハ ザ 學 業 w 同 7 志 傳 授 七

3/

女 山島 七郎 子 右 先生之妹

0

傷。妻ト成。后清心尼ト門(伯) 長壽メ(伯) 號 シ、 老 一母榮松尼ニ仕へラル。公(松二・記)

子共に備陽 侯より 御 扶持を下さる(伯

譚 虎 之 助 中 江 太右 衛門先生 也之

冝

伯

二波 付 非 MI 者高 孙 12 -テ 橋 7 備 慕 氏。 11.1 4 寬 玉 ---永 テ フ 卒 + --九壬午年十一 ス 7 0 y 、先生 學術 大オニテ徳實高 物 月廿三日 故 ノ後御 小川 客分 ク世コ 村 -愛 藤 樹之下 セ ゾッテ是ヲ惜 ラ w 0 \_ テ生 然 ルニ w 40 0 寬文四 備 出 前 山 1 甲 太主 1 辰 城 年 ノ東南 五 小 將 月 + 源 平 光 井 日 政 候先生 享 山 之麓 年

伯之墓 政 人日 IV 1 T 奥市 五 ŋ 云 0 石塔 Ill 此 邊 之上 省 常省 六角 \_ 家 先 中町中之墓 1 生 臺 ノ女之墓アリ。 ---テ高 所 7 結 ナロ りつ 構 ナ 小 此 w 女中 石 山 碑 之 江 也 西 氏 後 瑠 碑 = 菴 璃 墓 銘 ア りつ 下有。 ノ文宜 松賢 3/ 丰 寺 7 7 テ 號 學 ス 0 7 好 此 2 人 K 中 寫 江 冝

ナリ 営さにあ りに作 るべしの (紫水

1 1 江子 。八折 右△君 衞△宜 門。中華名墓 呼虎。字·宜伯·江州市 多(拓)。太右衛門諱(拓) 墓誌銘熊澤伯繼ノ文, ノ由 之人。号公人。号公 與拓

高 嶋 郡 小 ]]] 右 衞 門。諱 惟 命 始 仕,

子 行 张 [4] 傳

松

夫

門。早四 之螺及。 了大人 也 14 1/2 資 华侧 Just L R 道:= 行 有, iji でいる 學 1 築意別。 解, 1111 li: 红白彩 了。衙門河於 仕即好。 厚 往 即, 五拓接。 3 = 1= 17 碣區圖 馬 近 表。城 快 1113 11 11: 稱. 特容。求 持。 醉 陽。二 敦 -1-閑 據 = 1 南 官, 且。 何= 靖 樹 口扔動。 弟云行 先 不 品情, 以法 仲 質, 好 生,绝。 川市 H. L. 树 答。高 拓 之 间 卒, 度, 李星史, 兒 "没" 日力 施 = j-尚 洪 度 。重孝誦, 之 短 家 并近經, 學 有, 嬉 橋 志, 氏, 專, 士 享 餘 皆 是说, П 以。以 华 成 僚 行 腹。 学 三則, o-11-友 官。 13 11, 党 神事, 學, 有孤馳。 何 资 137 版 永 哭, 三。未 24. Mig, 强人 人 1 論。 4-道; 試 。思图等, 風 相 。于甲娶無劒, 到抗無 村宗 十海。 。某 龙 倦。深, **癸五**鳴編講 355 月俞里。 米光片 酌。呼乐肆。 -J: 湖上 新。軍 光。 8以日凤。 更 11,教 定在崇. 儀, 哉 篇。 礼, 孤 111 累, 生。德 ist, 。江子 前 1117 不哲 天, 裕, 司子花, 成。 能, 。京居 12 於拓闊, 危哲 葬,世、游; 书 |X : 1 创 引作 因。故如於 图 Ili, 川. 行 からえ 考、不知识。 工條。 Mil 終 0/1 宣行 突。 志 幸 11: 幼 其, H 7 無情 1 顺,之 质共益 行 神智其 宣松市 11/1 意品

偲 情 。乎放其, 12 7 若拓聚, 中 此 强 12 4 征 爽 色 im = 。作字 拓 志,系 绒 學二 剛。行 奮 敏。 心。 默。天 腿上 与, 。胡,奚食 福芝拓档\* 年, 彩行, 無幸 。積懋 成云 功拓 共為, 其, 德。 子, 堰, 非 温。 之 压。 规, 逍。 存。 此, 心。 强行, 幽 刻, ii. カル 何

季等藤 樹 先 11: 男 常 竹子 0) (紫 7k

仲 所 月 御 TE 力 氣 保 世三 5 樹 7 ス = 入 山 H 二先生之 戊 0 京 --好 水 テ 都 IF: 御 3/ 工 H X 近 -11-京 33 y Hi. 鍋之 東 小 7 11 Ill Price 勤 小 黑谷 助 方之 メ 111 村 张 新 -膝 菲 中 江 知 樹 iI. リ 百 -F 藤之允 5 Hi 石 拾 E テ 和印 相 石 生 被人 1 p-ル 銷 造 11 0 -2 引 11 0 外 者高 江 終 12 旅 --橋 之允 玩 绒 IE 都 州 備 11/1 ---=7 樹之墓 坝 5 前, 147 -1 大 ス 主 5 0 6 1 15 行。 行 將 13 41: 形 源 谷 -11-治 光 泷 11 70 政 儀 。候俟 ---ラ テ寛文 へが誤 左 V 衙門 召 4 抱 V 慕 Æ Ç Hi. 工 快 1 红 ラ

12

0

IE

3/

-

Ti 1) 彻 成郎 院 **少**學 沂 1) 泛 毛。消役到 元龙 -3 小 子年 初好 人 勤 出 7 行 不 水 20 + 1 小 IV 月 之大 ナ 0 御 门门 114 1) 流 III 1 生生 H 儒 傳 \_ 11 泉 入 --右 111 之 テ 八 循了 村 世 右 仲 HI =/ 旅 1 德江 樹 家 7: 村 0 119 -4 門 下面家 テ テ 弟 相 督 養 故 -役 育 多 7 Sign. テ 直 柳 3 セ 生 0 ラ = 12 元 仰 此 有 0 來 テ、 人 セ テ 111-咾 付 11 1 喘 能 ラ 義 大 澤 V 1 溝 持 歲 親 穎青二。本元家 病 介 有 敏 テ 丈 ^ 伯中 備 テ 1 戾 別 役 弟 = 陽 ラ 所 儀 勝 -1 IV 氏 0 テ 大 勤 V 德實 1) 主 彌 妻 難 博 137 1 大 將 學 郎 備 丰 = 衆 才 光 襁 前 才 政 3 褓 --1 士 1) 侯 テ 儒 中 工 壯 大 長 召 3 宁 机 谷 年 出 1) 伊 サ 孤 Ш 豫 到 季 九

命 妆 省 T: 2 州狗 111 遊 先 也。沿 16 俠 J. 4 T :17 别 11: 品品 . r. T. 1. 1) 11.1 1.17 御 作 原 孙 **液源造** 沙龙 绝的 侯 10 - ]. 7-简 E IIII [1]] 介的小 念之仕 =/ 70 料 111 -Ti 之文 外 77 ~ =/ 人 ラ 州 御 召 尉 1) 此 1 13 稱 监厅 侯 12 及 御 V 您 出诗 志 0 V 1 ス 11" 111 5 11" 0 共 家 御 郑下 --V -)-3/ 授 • 1) 沙 知 П 后 b " [3 111 依 111 绝影 Mi 烈 \_ 0 亦 學 京 1 部 原族 工 先 都 ナ 周 ---7 仕 來 樹 入 何斗 ラ 師 1) I 1 ~ テ 此 17 2 度 給 登 w 發 朝 御 7 京 0 度 顶 簽 然 御 明 致力 1) 助力 IV 鮮 都 党 然 Z HH 學 w 雇 7 ケ 3/ 之 7 京 學 \_\_ -季 術 4 勤 w = 什 TU 於 書 TI 重 ナ 庸 -7 雇 4 小 條 テ 戶 灣 尉 講 +}-無任 1 ル Ш 義 時 御 解 感 14 器 州 村 V 談 V 无 祭 旅 敷 帅 ラ 1 3/ 古 工 未 月 京 7 柳 博 ズ 矦 此 玉 歸 === 廿 邊 執 此 度 原 屋 殘 學 鄉 水 者 行 1 御 1) 敷 11" 御 秀 3 日 閑 難 谷 フ 客 昭 御 3/ 才 テ 1 小 哥 居 水 容 7 同 學 -久 + ガ 7 III 大 難 居 患 3 燒 分 志 w 感 メ 7 村 幸 失 故、 王 倍 講 8 如 稱 1 \_ 4 木 節 フ テ ス 七 K 何 せ ジ 歸 0 原 0 1) 考专多 文 テ 衣 ラ 1 壽 宿 長 然 ナ 1 庫 類 思 ク 門 V 軒●憤 K 7 諸 1) 工 サ ナ テ 弟 1 之 火 此同リ 玉 7 道 朝 IV V ---志改さ 病氣 病 0 フ 3 入 具 御 鮮 示 0 燒 等 氣 諸 其 暇 7 教 工 次 ユ 季 失 者 色 信 節 圧 遣 V セ 第 對 ~ 亩 丰 ス 御 仰 名 圧 7 ラ 及。 勝 尉 君 藏 州 Th -7 願 サ w 重 手 老 矦 註 -轉 0 4 w 1) 解 E ス 御 寫  $\exists$ 其 3/ 1: 草 影@年\_ 不 4 1) 江 3/ 7 丰 學 年 加 \_\_\_ 再 御 加 西 鄉 1 術 及 對 テ 賄 7

形

夫

三雄ル。其後岡田季誠尉諸方ノ同志之中へ相談シ石碑ヲ建立ス。常省先生墓ト記先人ノ伽三(伯) 子(伯) 子(伯) 十四歳三ヶ寶永六己年年六月廿三日卒シ玉フ。近所ノ同志相集リ文公家禮之法ヲ以 フ以テ玉林寺 ス 大津 111 1 上作 寒地

ili 筆也"京都三在住ス從弟中江 製は 1 リ当 州 ノ中江藤介方工父之病氣重キ山書通有ケレバ 特化 キ 見

舞 --來 ラ ルン 造國之海 上放 --死後 114 十日程 -シテ水宿 ス。 夫 7 リ爽中 卅日餘 勤 2 ., 寒天 二及渡海

モ 郭作 -2 對 1 (in 帆 T 17

0 =6 [ii] 芯 故 小川本また同じ。 作るべしつ

指もりこ

門

子息(伯)小川本また同じ。

44 當さに六十二歳に作るべし。

-5-

(ti)

底

本此

行作松

1 111

子のかり

八紫水

4.1.

01 知 早世

備 Hij - 4 小女中江氏瑠璃墓下 アル 八此女败

子 134

備 前 ニテ生レ 小川 エ來リ、 分部侯 ノ士官蔵田與治右衞門妻ト成。

備前ニテ死スの 伯伯

版 国與治右衛門諱久懶世々言合左衛門ご稱す。 (紫水)

来 常省先生 之城子 也 当 1 凭 歷之介 御 附成 -1)-12 0 1 1

313

贞不

il.

縣介

11 111 村藤 樹之下ニテ 41: V 壯 红 -及 E'

惣田 宗對馬守 一助作 雕之介、 工被 女ヲ娶リ子息多 對州中江氏の系圖には常省先生の小字さなす。 召抱 新 知二百 ク有之由 石造ハサ 12 0 博學衆才放大目附役ニナリ、 知行四百石 石 ニーナ iv 0

四百石さなすは誤。(紫水)

中江彌

母ト一所ニ備前之家臣長谷川九郎太夫ニ掛リ早世 ス。

来

膝介嫡子 中江為右

於一對州一父之跡ヲ繼グ。

同二男 中江文內 於,江府,早世。

母 底本此の一行松下伯季の追記なりの(紫水)

「二男中江文内壯年ノ時、父ト江戸詰ノ時馬上ノ達人ニテ荒馬ニノリ落馬ノ痛ニテ江戸ニテ早世スト相聞 ゴ」(記

先生(伯)著 ス所之書

大學 補拙 一卷 宋本解豫州ニテ作ル。 先生廿 一歳ノ時ノ發明ノ書へ。

經 啓蒙 一卷 漢字ヲ以テ書ス。

学

先生淵以二告ラ日、此經之精義啓蒙二於ラ末」盡トイへ圧、學者句讀ニョリテ大意ヲ見ルニ便リス 下云云。

一卷倭字ヲ以テ書ス。

古本ヲ宗トス。其辨考ニ委シ。經一章ヨリ正心之二傳二至而ヤム。但シ誠意ノ傳其末ヲ欠ク。

**角军** 一卷倭字ヲ以テ書ス。

僅カニ首章ニシテヤム。其後、加世氏。

先生講義ヲ聞 而私二記ス處廿餘章、先生之解二附會スル本アリ、詞甚ダ鄙俚也。 後世誤テ先生ノ解 三混

夫 子 行账 1111 傳

腺

べ 100 71 -7 ズ

沙 怎 後字ヲ以 テルスの

隆年ノ作出 スの故親民 1 說 角华 10 稍、 具

0 田 ス、恐らくは出づの誤。 (紫水)

小川川 卵 怎 倭字ヲ以テ音 ス 0

都テ九章學 mi 時智章 絕四 TO 君子ノ於天下也章。 逸民间 也其庶乎等。 君子坦荡荡穹っ 叁乎<u>否道。</u>

君子不動章 顏淵問仁章也

三道の下底本章の字を脱す。松下伯季「章脏字歟」四字を追 ril.

力と

鄉黨篇註解 三卷 漢字ヲ以 テ 11 八

全篇是习註 ス 0 學庸 ノ角学 スつ ス 茶 5 終篇ナラズ 7 " 共 ---先生 知 1v 人是ラ ノ作 心。 才 先生 3/ 2 0 14 寛保二王成年秋九月洛下石川惟元・刊行み。是書が記) ス テ 沒

公河 给 1 1 您 六⊪。

先生自 体尤 1 許 ラ改定 師之日, -}= ンフ 1 ヲ欲 スの 八 12 洪行起 1 心 --中川氏 71 ナ 1 -1)-一版 12 7 --LY į,Į テ改 -1 12. 3 L 僅カニ改定 ,2 トス ソつ ・セン解問テ日、答テ日 是先生之自ラ淵以ニ告 1 ル所 アリー 也 其

春 風 卷

今數 等餘 下改名出版(小)

鑑 草 八卷 東エ玉フト云りで

文 録 五巻 文集/事。

翰 一卷 除章一卷 安原貞平輔錄 伯)

事 一卷 餘別

、捷徑 醫签 六卷

大野了佐与州ョリ來ラ醫ヲ學ブ。此人之為ニ發明シ玉フ醫書也。

南針ョリ以前作人。(小川本註記)

先生残後八年ニシテ即チ明曆元年乙未仲夏之。南針中卷之內ノ病門サ首卷ニ附ス。跋アリ。見ルベシト。又曰り、寶永年間書籍目錄二器 第六卷中井半右衛門述トアルハ誤ナリ。(松下氏第二本傍註)

、日用要方

醫書名奇本二中井與左衛門。ト有八誤り也。作(伯)

日此の一項底本誤ってII用要方の下におく。後著者自ら此の項に移すべき記號を附す。今從ふ。(紫水)

一、神方奇術一卷

森村氏、 山田氏与州ョリ來リラ醫ヲ學ブ。是人々ノ為三發明アリ。

一、小醫南針 右同斷

一、上棟、中棟

一、持数圖說並原人
上下二冊

一、字佐美軍書先生ノ註釋多シ。

藤夫子行狀聞傳

# 送 您

1 3 村 所 力 衙門、 先生之識 計 =7 開 金米 ス IV il: ナ りつ

H 首 ノ歌 之詩 1 テ 自 詩 ア 1) 0

草 卷

## 呂 波

附記 藤樹先生の以呂波 がさ 柳 3 6 ( ) ]]] 3) 1) 古 來 わが 鄉 來するも 0 あ 12 その 歌 詞等につき之た考 ふるに 到 底 先 11= 0

作 さして見るか 得す。 依て茲に識す。 (紫 水 衛子不

113 111 × 共 相 1 1 扩 度 ili 衙了 إننا セ 備 加 2 1213 --111-御 矣 1 ôli --兵衛 43 11 如語 抱 1 3 ラ 朴 許 亦之 V 容 新 是非 知 Ill 肠左 Ti 个 71 散 Ti " ス 1 0 遭 。又知 1 才 サ 1) 右傳 力 と 衙門 ラ 熊澤丁 就 近 FII 邊 1 3 1 介文 111 同 棺 志諸 是 厅 7 衙门 4: 間 1 与州 1|1 先生 3/ FI 之學業体認 合 111 於 jį 良 Min 14 弟 期 1 11 信 1 1 现 不 III 7

护 審 Just 及 A STA 東 始 故 ---TE TE. 11: Hill 11: 3/ 御 1/1 初 1 小 穗 此為 -1-封 RIS 7 .) 獻 Ki 博學 二 [il] 0 權 娘 Tr. 北 福門 4: 1 姪 1 也。 够 7 4 災テ 137 加 將 來 111-光 助力 政 兵 1 云 徐广 俠 男子 济 御 博 前 BIL 7 儲 召 信 出 7 者故 及 サ 壯 v 學 先 41: 生 何 之發 7 太夫 聞 11)] 3/ 1 之學 召 云 +> 唐 小 V 戌 111 解 女 4:

7 先生 意 7 以 -5 角半 7 版 ス 0 11 Mii ALL. 7 进 7 時 1 日

刻

--

-

外

7

1.

1)

IV

3

才之儒

- 8

八

1

心 红 1 。閒, 友 0111 集 71 1) Hi テ \_ IV 天 = テト節 放盒 放先を表した。 #F サフタス 一等フ 下値事 1 調配始テをメ 7 11 夫子 " Ali 111 验 技 品牌 Tini Ini 明 1 UJ -LIJ , 沙沙 任 供 2 H ス 13 --IV 1/1 汉 Ilij 利 不是 17 指 告 1) 111 1 7 避 卻 于 10 1 イ テ -7 1 程 [ii] 多 ナ 17 \_ 7 第 侍 逝去 V 龙 Æ =/ . 7 王 一件 末 4 代 [1]] テ 滔 7 选 111 17 菜 m 1 1 會 生: 稀 計 7 ---ナ 終 ナ

监

信

八

圧

不

及是

非

E

夫

- - -

L

--

近

17

1

1

7

圧

旭

2

"

~

+

1

道

路

巴二

[1]

+

义

吾停

等

山山

23

H

ス

44 致 ~ 1) + 4 :/ 1(1) 起,相 12 --城 -11: -- 10 図 [] 1) : 1: 偲 夫 加 111 -5-情 終 iit 7 身之 1) 踏 1 V 思 115 7 2 -他 4 7 邦 ナ \_ ナナ 分 儕 3/ 散 x =/ テ 1 ---又 膝 7 H 樹 鳴 12 豪傑 7 呼 -心 或 半 1 主 學 侍 友 イ 7 而 w 講 力 已 ~ 成 ジ 丰 集 恶 1 1) ゾ 民 テ 伯 7 講 告 = 道 智 ナ 鳴 7 1) 討 呼 敎 5 論 或 H V ~ 主 苦 八 11" 1 7 7 力 民 除 輔 1 カ 而 惑 1 否 11 益 7 フ伯云 與 事 小 ナ P 及 玉 r 力 IV ラ ブ 4

11 侍 of. 37 -}-忠 -47 IV ~111 N -1 版 -47 IV 7 大 T ~ 12 7 HF 0 被 氷 =/ 性 也。 -M. 子 如 11 D.T. 家 子 n 道 域 2 13 济 1 -1: 身 =/ 15 111 加 侍 Ti --105 司龙 RE 11: 1) Fix. 111 有 ナ 丰 心 1 泛 1 10 0 事 E 1 ッ EI. Fi. 7 學 p 儕 プ 0 希 校 人之 等 打 フ 此 亦 iffi 惑 假 誠 巴 に伯 令 7 國 ラ 身二 主 ザ 一千里ヲ隔ッ(不讀)或は軀殼? 人 成 -~" 限 シ。 ラ ツ ズ、 鳴 F 呼 イ 天 吾 フ F 3 儕 P IJ \_ 等 モ 平 皆 七 學 侍 其 聖 モ IV 心 道 世 ナ 7 -學 レ 相 明 ノバ 應 ラ 1 ズ 0一七キ 。遍 7 力 徒 IV 事 二 圣記 ・寸方シ =/ ・法寸 テ 未 ヲ伯 世\_ 國 容 ダ 丰 誠 明

- /2 0 明诗 P.T: 11 É 12 III 身 -派 有 1 41 7 看 IIII 已 矣

H.F thi -7-FIFT 白 11 此 1 ir. 11 111 111-感 T 11 被 --IC 小 إإ TI 相色 万 们答 ス IV -7-0 信 4: 响 兆 1 7 4 彩 11: 1 谷 H -1-归 1) 14 FI ナ 11: 採 朴 干 IV 坝 備 -}-(等压) 111 か -1-人 石 工们闪 F 151 1 111 ナ 但 ク 1 V 3 1/ 也 1. = 汊 E ---3/ 3/ 後 於 爱 佐 毛 ラ 御 ス 11 亦 11: テ 伦 谷 HE 1 IV 家 11 谷 親 大 I 坝 Mi III 1 次 役 腿 111 F -車子 7 散 DIS 邊 年 巫 -}-宙 7 1) 神 勤 1) 備 HII 右 消 --ス 長 陽勿 知 The line 他 及 x 加 學 遺 行 -1 12 野 此 工 恩 0 講 佐 所 睛 行 1 備 八 御 釋 7 H. 加行 1 百 水 陽 名 浦 = 小 \_ 軒 家 餞 角斗 侯 111 道 经 7 1 R 儀 别 12 \_ 村 F 云 -1 之詩、 御 故 學 神 ツ ナ 左 セ 分 道 衞 iv 毎 谷 17 ラ 0 0 知 成 學 門 Ш IV 文集 0 依 之 谷 九 子 1 上 內 111 達 之支 然 云 紹 FI 女 傳 松 人 轉 + = ju 見 平 朴 授 7 セ H -朴 シの神佐リ 牛 工 石 ハ 神 H" 21 。道斯 五 之 置 見 事 夕 備 IV りつ 人 侯 及 7 州 督人 之內 執 1) 術 侯 1 家 ・。達 是 繻 7 行 = 此。人羊神 臣 能 = = 珍 抱 フ 三位 受 テ テ 事 仁。ノ 汉 ~ 察 甥テ之 用 1) 1 T ラ ナ 0 表 1) 學 \_ ス ス IV 右松ラ 0 勘 =/ ~" 0 7 永榮王 備 先 傳 定 衞 3/ 0 儀 受 陽 牛 役 進 7 シ 之 博 侯 云 左 7 シ 7 セ 學 書 衞 有 相 ラ 7 工 神 り。 門 仕 衆 翰 勤 在 IV 故 京 才 事 \_\_ 2 ^ 1 0 是 壯 故 谷 也 郡 1 川然 申 內 中 7 年 0 [ 寅伯ル 之

藤夫子行狀即傳

H

頻良

-}-

7

iiil

216

+

1)

- 0 地/… 打像 1: 停 13 所公 樹 言注 1/2 ["] 人 31. () 1C अह 1: 此 到 詩今文集に見 21) んさせしか ごり紙 mj #: 111: 源方 艺 各悲数 5 h し、酒 12 1. 3 i, 12 より 13/2 n 13 1,0 1:1) 11.
- C 111 11 1] 加山 道之學サ Tal. 11: るべき (m) 新語 -j: 管のこ -5. たべ
- (ti 13 行江 る 松 T 几 45 水 111 上にいる 松下 71 按 位 [10] IL til 111 nilli 洲为 28 12 音工作 =} 和 [4] 俗 t-10 HJ. 14: 11 也 リレニ 1111 12 In's 1137

音 永榮王 神祇 事 八此了 カ 义ハ 别 カ。 1)

徵 苫 普。三兵熊 1 诗 年 先 田 辛 四 先 氏,院。即"澤 生 修 問 114 游 근 T F 11: , 銀 道 花、家。請,云 年 गी। III 為一十 斯。 アケンコトラフ 伙 Ilii 秋 41: 。他又派儿 作 先 乃怕歲 九 共 13 彩"。 介 太 11, 11 11: 未, 龙 保 沙江 1 ---助了 111 沙公 是十 纵 -1-儿 宇 祭, 右 们 久. -五京于一大京于一十一城 州 族 本では 從 信言 矣 Illi 2 -5 假产, Jii, 字 H -5-公 iri, 於。 樹 備 月世武名— Y1 ... 者字 SE SE 備 伦。 是: 先 州 北 门分 列! 年 111 應 4: 備 4: 113:3 藤 侠 助生 -11--1-居" 伯索 右郎 -L 改, 樹 大 口,住。背 疾。 -河。樹 道, 舒。什: 排 Y1, 说, 先 德值 息 111 游, 州 光 J 治 限と 11: 為 於 IIII ^ 行 1 [ii] 生 先 -1 前= 備 此 改,威 不 兀 红,玩, 花。 人 生: 影, 明 州: 省, 許+ 和 共 7 自, 京。狩 總 -1: 作 深 有 石1= 义 次 拜 衙产 Hi. 湖,而 ---州 是 酒 训,师 韩 伯 郎 切 已 師。 太強八、 才。 かかり 學。神 秋 之 未, 以。古 常。 呼, 非 省。 大大に作る。下 الماد الماد 河二息 而。江 41: 1mi 雅 巖 iffi 禮,冬 访 谷.千 姚 名 道 Illi 島。州 4:1 角子 非。一 高。雅 13 許。 矣 -f. 则 浴, 桐 時。美,京 冬 共 月 不 板 手 往 拜 无. 版:= 湖,十 廷, 邑, 道之膳, 地 1: Y. 尔 寬 作茶= 放= 于 於微吹 UL\_ 洪 先 表。延 N 兆, 其 永 The x 是心學。受,月 茶 TE N 旨 生 非 光, 朋善 -山。名氣再。學生 兴。 學,府。七 IE. 川台 近 公 業,往北率 尼 走 演。己 介」競 聊 城, 仍,如水什。 未,先 以,于硫 矣。小江巴, 世, 政 仮 太 大 州 夫 书 iL 11。川資年 於 事,年、生,誣 守 州 111 作,移产移,公 從以, 山, 府。 遊、深。秋 澄 大 主。数。然, 信 開,共 卿 旨。和遗松 為又 大 乃,州高平 3 共 季 It. 將 國 IIII 51 1 刹 林 矢一日 道 -3mj 亚 THE 集 政 IIII TI 大: 113 不 省 细多田 [in] 不 池 人 家 江 Ħ 元山 文 称 L. 守 便 光 革。師 田 之 憑。 。錄於真 公 慶 儿 丹 茶 疏 小 卿。四些享 波 欲。 安 企 川。喜族 川

MF. 於 Wi 大 糾 LB Hid 1/5-卿-H 姓 名, 吹越 天 樂。笛。 之(伯 安 部 形 彈 聽 之事 日。此 音 非常 人心心 情 之正。發音 律...

乃 AL 道 地名 ilii 11: -Ditt. 不 以, 三縣 樹, It, 周 濂 溪 以一番 山擬程 伊 111\_

作 右 --5 ノ通 テ 图 水 111 代之 1 1 111 之質錄 採 身 -1-郎 7. 丈 --儿 テ 11 12 工 公儀 儀 ス 1) 0 1 御 政 武 道 附 府 7 小 ---不 E ナ 憚 表 V 言 形 1 演 -語 阳 同 政 斷之義 弟 11. 久 1 IV 1 = 云 依 事 其 7 テ T y ガ 逐 0 X 相 和 = 談 テ 小小 。一差上 和 田 河伯 Ш ラ = 12 遷 有 其 サ 3/ 時 户 IV 1 狩 12 野 7 15 云 備 事 條之 後 侯 7 70 表 御 大 文 依, 老 7

ラ

V

招 711 111 人 T. ~ 之。田 傳 村 源 7-3/ 12 14th 1 Ji. } 1 ~ 11 47 信 1 1 .75 7 7 1 -17" 声 採 放 四次 -3-1 ル 1 1 奥 -1-9 外 JE -10 人 0 -州 DIS 4 ラ テ 7 17 F 他 ELL 11" :6 V IV 1 等 楽 沙 かと 11 110 12 7 7/4 之人 撩 附 閑 1 7 山 受 河河 治 同 役 -思 志 川 1: 7 7 ス -テ 聞 ス -E 3 7 臺之隱族 多 0 ナ \_\_ ス 7 先生 5 7 =/ 1 否 ス 集 Z ヤ 7 ツ 也 士.樹 云。 淵 厚道統譜奥州仙 曾 力 =/ 忽 r 子 p 是二 ッ、 0 先 チ = 示 生 入 久 依 魂 国力力 物 h サ テ考 泛 山谷故 IV ~ 京 先 3 ノバ IV 都 ルニ人皆 医西 生 後葭 處 テ -疎 師 1 學 門人嘆 之 屋 致 ソ 問 我 町 力 良 執 能 藥 \_ -知 行 不 成 7) 稱 丽 3 思 學 堂 7 王 ス テ 0 1 服 葭 テ 術 7 故 建 文 用 行 能 屋 = 立 体 = ガ セ 町 謬 日 如 シ、 認 3/ = V 3/ 2 :/ 寓 0 V 事 藤 世 ル 居 IV 古 內 繁 夫 = r E 子 執 E 丰 1) 1 1 世 0 1 行 カ F 其 沛中 先 1 ナ 病家 医肾 生之 人 主 ١٧ 11" 1 7 1 學 世 習 儲 天 7 大 F 術 7 2 醫 初 7 1 寶 慕 テ、 諸 ス -0 思 牛 及 4 小 中 我 7 w 4

1/6 九 親 1000 100 mile 12 -LIJ 浓 褶 カ 1 [3] + 1 20 陰機 寸善尺 1 7 12 ン 7 -73 1 族 合 7 燈 村 Æ -E V 汉 早 -111-先 大 汉 生之 水 1 7 1) 沒 1 1 7 7 手 而可 -ナ 3 心 学 王 -ス テ 党 7 0 ウ 统 テ フ 17 我 不 テ 丰 セ 幸 ナ グ ス 也 + 2 1 A 云 1 諺之 其 1 七 欲 ナ 後 素 ク、 如 ス IV  $\exists$ 末 7 リ蒙 事 成 皆 葉 苦 ~" 1 味 諸 下 海 3/ 拙等 = 0 牛 = 3/ 然 沉 離 ラ 兼 散》 IV 4 未 1 m -而 熟 望 與 江 ナ ナ 起 儿 4 0 V 所 藤 T 兀 樹 是 也。 V 之 7 下 溢 其 尽 故 方 = V 於 111 >> 2 是ヲ 神 = テ 隔 倚湯 武 始 救 所 心 x 3 1) 有 7 デ 1 以 忘 其 力、 1 專 來 7 時 聞 ラ 道 成為 幸 至 義 說 發 ラ 7 ウ --九 ザ 外 丰

账

衢二 佛 教 上 ~ 批 1) ナ 論 110 漢 原 大 ウ 阴 7 0 丰 和記 丙辰年秋 ナ 人 也 學-判 ۴ HIL 竹 ---幸 Æ やつ 親 蓝 iffi M 芝蘭 1 何 7 王 1 其 当 ス ナ 。計中 191 切 サ ラ 7 圧 ラ IIII 無, V 件: 郷黨之註 (in) 1 111 末 划治 無, カ 1 111 12 UT ズ 之憚 之 云 ラ 成 書 1 信 ス 眞 やの 書 7 T W 0) 該(伯處 書籍 Fi. 7) 仰 モ IV 琢 7 7 モ 1 此 們 11 IV 今吾 Hir 勘 4: 有處 IV ナ -E 如 TE 處 何 辨 沙 ヲ見 洪 凡 熟 Y 丰 7 7 -to 势 , 外 如 汰 思 77 随 1 1 儕 The state of ナ 3/ III ---是有 拔 何 是儒 p 此 1 道 老 -Æ 7 1 77 テ ヲ付 XX. シ渡著 主記 非 119 5 味 狗 上 \_ 1 E 聞 熟 1 他 佛 -1 1 第 12 7 r **汽紫水**一代 テ ~ 0 ifii 判 才 犹祭 -15 信 北 片 科斯瓦 filli 7 1 7 シ Mij 以 :1: 毁 勝 汉 1 7 7 1 1 が終 0 时: 學域 E 味 註值 4 ナ 劣 1) 有 ガ w 寂 カ 0 批 7 ナ 訓 k 自 ス 7 4 モ ~ 1 波 ラ -10 りつ 悪ジラ 之大賢 有 77 辨 也。 Hij 判 7 2/1 5 .7 1 ズ ズ 1 配 度 勝 The last P 口 7 フ 7 V 教 1 亦 朱子 1 心荷擔 フ 17 先 ラ 1.70 看 フ IV ノバ TI ぶっ 大學 0 假 1 片 IV 11" ナ ス 1) -75 フ E 未克 -是 異見 旣 5 分 師 -> V 1 ---ハ 答日 -行 10. 天 サ 告 不 1 1 -1)-7 ---過 佛 基 下之大 =/ 默 除 No. 111 111 1 -道 膝 IV 物彼 Fi. HI 7 教 1 1 ス 11: 人 味 ス 樹 義, 1 公高 成 人 1 欲 IV IV ス 11 11 先生 T 於 ・ノ記二世と 族多 是引合 品 幸 身 族 益 ル テ 1 身= V 處 0 盆 行 開 + E -12 述 者。 志 110 而已矣。 11 7 有 r 3 -}-ス -> ~ 作之 。若 七熟讀 师 我信 シ。 " 4 =/ ~10 ス 7 信 惟 大 1 ナ カフ 1 111 IIII 3 坳 英 朱子 だラ Fir 0 有 ラ 7 認 E 或 願。 サ 1 漢 R 類 17: IV 敦 人云 人 T = -1 V 文 知 ラ 愿 = 過 E 1 书 非 12 ス 1 ^ 見 0 2 故 洪 如 右 11 日 1V =7 1 ズ テ 神职 照 異端 ナ 此 域 リジ 何 述 -18 13 全 武 ス 段 1 紀 版本 後 作之 是 却 記 カ -集 院 -7 訄 及 殊 熟 退 理 花 4 テ 1) 7 私。 1 1115 V 等 発 勝 物 独 7 ツ r ---7 1) LI 君子 7 1 寂 閉 ナ mu 71 1 77 有 P 圧 ~ 0 來 ナニ 滅之 1 0 憂 IV V 沂 7 こ ---4 ズ 考 初 Ti 7 31 外 見 ~ 圧 サ 也 V 1) w Lif 和制 -5 作 致 イ シ。 11 今時 ナ CI テ --得記 庙之註 於蘇 水震 1 平 試 EHQ EHQ ス ア 如 其, 口 近來 完我 12 ルン 何 里 7 扨 ~ 111 ス THE PARTY OF THE P 惜 村計 111 见 程 天 1) 物 = 5 1 大学記し 過 7 1 無 Tir. 王 下 テ 非 7 J' 工 ッつ 一於 其 有 壶 忌 审 分 17 和

1

不

朔。

此

地

本 韵

淵 万 再 拜。

F H 粮, 秋 光 万 波 推 是。 無 息., 時 道 屯 照 孝 路が、アドー 德 一貫 水 穗 天 地

大 [1]]

續 樹 死 經 输, 先 耳 則 思,7 GIP 之 草 以 天 德 乘,照 木 善天 同。 太 前 朽 沛申 版。是 と 下, 習 處; 御則, 姓 論。得 下 流, 蘊;之 為。由 凡 夫 康 水 齊, 益, 也 思, 能, 立,無。善。 日 其, 必次 耻。 本 登习 事 鄕" 聖 今。以,物 害, 域三之 先 黨モ 細 志。全, 民。由。學 亦 。學。立 乾 脫 曹 坤 かり 得 無, 所 凡 意 事。人 情。而 人 地 也 間 R 精美 是 若, 惟 不是思 出、 徒」 輕 與 處 神 乎 肥 。鳴 蕩 而 而 呼。 次心。 己。 Ë 願因 虚 則,松 發音 生

0 丙 辰、 延 愛四 年 なり。 藤 樹先生歿後二十九 藤

虚

為。日

淵 万0) 名唯こいに出づっ 未だ詳かならず。(紫水

切 有,之哉 旅 IV x 成 置 樹 -先生 一片 -7 儕 共 徒 日 E 11 ラニ 毎 何 御 · Ji 献 一人之農夫之勤メト自身之作用トニ般之由 H F ----造 御尤二候。此 毎 ナ 候。 1 座 7 費 未 淀 依之考 t 進 舟 illi 3/ 咄 地 已上 3/ 中 フ 頭 -越氏 IV 恐 級 ナ --リッ我等ハ 候(伯) v 發明二農夫 吾 多ク候。 人今日之農業 3/ 年貢 以上 丰 3 未 勤メー ヲ 進 1 可有之 ノ勤 力 IJ 日 X 諸 申 モ 7 生 候 間 ス 息 = ~ 1 斷 タ 御 存 候 3 w 示 テ ŀ 候。 而 3/ テ ハ其業怠タリテ。若加樣 已ナ 候 才 1 ラヒ 王 ラ ツ P ズ、 モ ツ 工 申 ル、此 御 秋實之米 ス 歸 通 義今ニ自 y 1) 候 先 4 生 穀 キ。是ヲ以 ノ主意 7 座之 ノバ 3/ で対。難 議 ダ ニテモ可 論 久 テ察 ク候。 力 ス

九 月十 日

旅

夫

子

行

张

聞

傳

固

II

子東府二在 住 セ 片

先生 J. 計道 1 才 ク =

---ス 。カゴ ミ伯 ミヲ -70 デ クラ 久 12 ٢ 3 ラ ウ 我 2. 身 サ 71 3/ 1 ゾ 思フ。

先生 3 リ返事 1 時

塵 E X ŀ £ 250 2, サ 3 1 b ・ズチ 三(伯

7 113

1) Ш 111

河定 7 七 伊勢 傳 4 ラ彌、尊信不、後、 源 工 H 國 1 テ 训问 沙 明上云云。門人小川 深ク慕フ。岡山平東堂和泉侯之郷 | 人小川玄朔日、元河氏ノ | 藤夫子之學術ラ受用体認 岡山子之行狀ヲ見 3先生、 御 内 石 皆底本松下伯季の傍記により 河文助 の石製河 ラ、日本二君子 (紫水) 家本 ini 專 定源儒 -7 洪 1 浴 簡條 弟 110 士壯年之時京師 -5-3 二示 間 ク 3 書記 1 教 思 ス 0 E 3 | 藤樹事行ト藤樹行野 们 ト云 \_\_ 學問 " 修行ノ片、 依 之洞 身 沙 狀 1 圖 三藤樹先生之 1 一君子哉 ili ノ二書 子之學 1 11 才

同 面 志多シ。 大潘中 ものにやっ らざること明かなり。 村德通氏所藏 石河文助は文左衛門の養父にして成倫さ称する 形容 藤樹事行さば如何なる害なるか、 树 一先師御行狀古寫本表紙に、淵氏門弟鹽見永三より石河文助に傳所持之由にて寫之」ごあれば行狀が定源 今傳はらず。 岡山先生の門に學ぶ。(紫水) 伯季が年譜さ同 書くさせるは いない、 或は藤 樹先生 711 州た か指せる 著にあ

日石田弘フ日石四朝

、二見新右 F -元荒 在 神町下谷ニ藤樹先生之祠堂建立アリ。 住 Ifij 科 ヲ講 衙門者與州 ジ、 济 何津之人也。 4: --示 致 ス 0 は藤楠學道統譜が滲看すべし。(紫水) 御 旗 本衆及諸國 [1] 偷 学 號 ノ士官傳承面 シ [13] 志集育ス。 同 淵八 志多 1 然ル " 任二 7° 二三輪善藏希賢ヲ執齋先生 リの二見。在養先生 リの二見。直養先生ト。稱スの江戸學業体認而、江戸大傳馬町

-7-沈 id. 像 抱 此 像 柳 之事 拾 5.9% 服 111 J. 花 他 -7 HI 南 等 II. .11 第 此 HE Æ 相 V 1 保 济 WA 市品 1115 1 平特野法限永真、地方くは元 地 味 倫 137 ~ 兀 ---帕 古有字 付、 得 豫 別語 執 度 卤 子 -獅子 不 段 於 1 -門 匠ノ外題 テ 12 テ 相 數 EAL 據 人 Ni 調 SE. 輪 夫子 味 -11-7 = 並紫水 心 七 其 テ 執 相 7 藤 齋 H 調 後 : 書李 學 樹 蓝 細 子 ---等仲 術 小 長 井 領 1  $\exists$ 3/ ア和 學業 因 山台 先 7 1) 111 H 川雏 ○世 專 講 慶 自 州 4: 村 志集 ラ 侯 堂 7 山 石 藤 任 受 文 工 1 長 in 樹 宣 奉 用 申 临行 + 曾 -E 書 ラ アリっ 体 納 ス 小小 F 工 院 唐 認 御 侯 聖 T imi 1) 工 書 越 長 廟 納 之。節折御 0 然 博 7 伊 之 學多 IV 豫 IV 畫 公節奉 卷 \_ 0 學 儀但行 執 才 致 儒 幅 大 之節 朝 齋 之儒 ツ 良 先 テ 士 鮮 出 清 惟 川 知 人之筆 生 來 御 者 曾 學 命 田 1 典 賴 成 华 掛 所 先 故 1 111 字 生 太 幅 也。 ヲ仕 御 7 大洲 夫資 用 1) ---再 1 0 II 幅 E 舞 誕 --藤 問 文 1 深大子 万 テ t 之思 。郡 F 雪 夫 唐 成 京 主伯小 子 書 谷 Ш 公之眞 セ 4 111 之眞 ラ 致 加 明  $\exists$ 7 藤矣 村 偷 1) N 出 ナ 像 0 筀 ~ 堂 召 來 シ。京ヶ儒 持 明 呼 也 \_\_ 參 0 安 副 偷偷 候 V 并 置 候 堂 フ倍官 ア 工 り。 此 事 學 = \_ 圧 =/ 召 金 肖 聖 斜 A

品 圧 ス x ナ 7 -1. -5 NE ラ 云 pinh 1) 17 ズ 0 0 继 1111 -10 111 上 111 山村 H -----依 -5-ス 1 中 1 如 7 学 云 7 大 主 够 1) ~ 0 來 月 7 H 1) 始 用 テ 7 大 义 極 士 沙州 日 官 X .= 藤 テ テ 1 會 勿 夫子 1 發 合 論 九歲年 im 明 在 御 H 1 之 書 德 ヨノ ョッ十七歳行 男 籍 澤 詩 女 7 歌之草 感 = 喜 至 迄、 一。世衍 ス IV 0 汔 稿 大 普 書 大洲 守 翰 7 尊 等 = \_\_ 在 信 七 = 先 住 セ 至 生 ズ w セ 迄 ラ 1 F **牧學。**、、記・ 敎△云 七 V 7 事 家 其 ナ 12 中 3/ 1 天松女 寶 行 下三婦 物 人 狀 第 1 都 ナ 7 諸 テ 1) 等。 藤 大 士 人 切 樹 在 間 MI =

第 -}-=/ 7 北 テ 1116 7;11 領 内 11 2 2 展 115 UI 做。 力 " 無, 泛 别 モ 路, # [H 走北 生之 7 T 教 2 工 7 ノバ 可 此 教 學 7 7 能 有 ク 之故 受 用 村 ス K IV 在 輩 17 1 3 國 1) 之爲家之爲 111 田 H 7 身之 爲 ス 是 ---勝 後 ル 事

币 倫 11/2 7 建 7 N. 五 0 115 派 ---深 一切 ナ IV 事 ナ ラ ・ンズ P 且 叉川 田 資 深 子 3 IJ 先 生之百年 忌 1 說 # 假 名文 ナ 招 待 1) 0 ・止薬州事 書大先 院 明伯

藤夫子行狀聞傳

F

場

HH

膝

夫子三

崳

刘

游

先

生

賢

安

置

之

祭文

-

冊

漢文

也

っっ右

1

書

送

ラ

V

講

堂

---

奉

納

7

IJ

其

外

先

华

壯

年

北京 之 得世 翰沙 年 布 . . 计都时代 歌篇 Æ= 深り 切不 成中 事物 Æ ト ア祭 ツ近 חנל 跡 アリ =7 1) 可能 造也 1-1 計 1 3 外 IV 0 E 0 州 TE 任 王 7 時 居 敷伯 1)

北 间 7 過 IV 人 1-Lie 人 -至 w 泛 衍文 作52 7 ナ 3/ 往 外 ス 1 云 1) 0 30 七店 の李 1=143 0) 15 形门 なり。挿 (紫水)

序 村計 先 生 19. ○此俊 III. 之儀 至崩挨拶ニ依テナリの付三辻子五郎左衛門所持トは 儀享保十三(紫水) 西 年 月 日 ----勢 州 रीगी / It 和筆也云々。 和第也云々。 IALL. 佐 右 衞 HI 本 行 肝 而可

~ 心 形 70 1) 小箱 が万円書 少付 011 王記 置 H 後 ---御 三用 伯人 h ナ 1) °知加 。行思 千記 Fi. 百 11 --ナ ル 0 元 來。京先 度作 层像 町山山 Ш

---间仰 寫 1:3 弟 之值仰 内 1:1: 工 学 送其祭 が像公へ 其内ナ 談 1 7 ラ伯 御 1 ・ヤカ? 45 0 外 又 7 吟 1 御元味 放灰五 III 本旋符 衆中野 派ノ内坂:年(伯)執察 某。甚三枚 がノ 井 信房子 房子於 相信 块 11 修信 此 行 1 坚 為 友 上藏 前 7 -寓 才 居 +> ~ × 招 130 + 丰 寫 -1 得 幅

IV 1 12 枚 內 ---幅 X 江 戶 1 谷 11/1 倫 11/2 1 御 门 像 1 Jell J. 後 = 豫 小小 1/2 HH 倫 堂 \_ 衣幅中安置 王 7 由 市品 11 小 111 村 Min

堂 -法 The state of =/ -1: 7 5 此 卻 省 像 -1-ラ 1 のヤカ 御 学 犯 之冠 1/1 11 太 2 浦中 7 祭 1) 王 フ 油深 巾頭 也註 し記 其 御 装 束 1 遺 物 1 内

四有

條略 池 15 HI 氏 道 書 跡 伏 子(伯) 个 筑州。之人也 伯斯斯 也前

渡 道 1 1 ·¥: 與 1) 3/ 買 恢 1 2 IX 得 FILE 御 熟 志 道 Æ ny t 1 3/ 今 0二七什 シ待伯 修德記之 。候 程 。此 如 効學 何 拙 助力 子 束 定 AIE. ナー 疑 テ 御 ク。候座 1 外 如 候 ---7 ・早何)。 ノ 發 11 ク。ナ [1]] נל . 共 -1) 此 0 疑 御 ○ ラ伯 1: 座 t のル河 7 出 候 空: 。べ間 來 テ 0 ク成 " 憤 竹 [u 1 1) 1) 仕 開 開 -1 7 1 俠 ・少ヶ難・シトキ 難 打 入他折 私 木 徳之 節 11 好 深 欄 候 天 7 道 柄 之 學 手 面 E 惠 7 -信 入 -110 委 HI = ジ 御 ス p KX. 陽 年 坳 人 111] 計 -覺 个 3/ 1) 什 。書集ク 工 度 下面工 111 7 1 生 用 Iffi ス F 之 書 4

掛 1 =/ 候 岩 出 來 致 3/ 候 1 10 其 • 許元此 ・エへ發モ伯則 下 3/ III 111 覺 1/1 -俠

古

本

7

信

3

致

知

1

知

7

良

知

h

角星

3

x

4)

V

候

\_

依

テ

開

小拉

1

樣

-

, SIL

I

FI

似

。夫

0二就

學

5

水

7

=1:

1

3

•付記 大

抄

仕

存

學

3/

候

百

41:

以

前

---

E

[3]

11)]

1

HI

7.

先

學

出

世

朱

Egl

1

非

7

指

點

3

孔

间

如商

派

之學

何好

7

X

サ

v

候

大

學

U

當代 111-之迷 4 7 工 久 IV 議 論 ヲ集 x 瓜水 問 1. 題 3/ 同 ヲ京ニテ盗 1 IJ 掛 申 ス

御 7 見 座 仆 T 1 可,申 7 覺悟 ツ伯仕 -1) 7 板 77 候故 7 破 1) ・テル申 、伯候 此故其 其 故 。許元ハ 元へ(伯) 進候 書申スモノニテ候門志之提撕二仕候る 干 0 破 リ申 候 ス 仮記 表 等氣 モ 損 ニスザッルト V ろ ツ候 テ迷惑仕 OI

= 1 のハワ候 沙鱼 U. III ス ---付 、女中方之勸 戒 = 1 迪吉 錄 ノ拔書 -評 判 7 書 及 IV 書 7 鑑 州 7 題 Im 前 廉 3 1) 御 ・ランナサル・マル・マット・サル・マット・サル・マック (記) 破(書)

ツ 7 1 t 板 行 仕 ラ セ 申, 候。 未 京 京 -テ 1 廣 ク賣 不中 候。 御 ・ナ慰 。グ記 04 0 3 -7 部 尖 1) 進 候 御

0~0 07 候 放 4 迪吉錄 一綱行 實 ナド 之拔 書 評 者 晶 夫之愚 案ニテ 御 座 候。 訂筆によりて改む。〈紫水〉底本「板屋モ損マイリ候へ

-御 學 碗 遊 慮 仕 IV 事 候 テ 相 延 HI 候 漸 慮之 事 七 n 罷 此成候像、來來年記問の「板屋損マイリ候テ」は 記聞及び小川古 本皆去來年に作

公紫 水 収 小 可申, 1 存 候。 左 樣 -御 心 得 0+ ずれべつが成(記) 候。 加 程に位りナ 七 血 E = 力 ダ IJ 申 度

候

今程 興 起 之 同 志 數 多 御 座 候 テ 日 12 令 論 就(記) 44(記) 志 中 興行 候三角 拙 子 屋 敷 7 買廣 X 床シク存ル事 敷(記) ヲ 立 申

メ今 程 材 木 ナ 1. 調 工 中學 第 校 7 書院 1 申 候。 加 樣 ノ事 = 付 ---入 御 床 事

何 ルニ三年 伯內 \_\_\_ 御 中候の利言 

ス

---

du ---談候者虛 。世生之 之苦 图 7 御 死 カレ、 太上之直樂自得 可 一被成候上 存 事 \_ 候。 如何。 恐惶謹 言 伯 三月

伯

ili 此 書翰 西江 部江 に図 之義 高島郡饗庭村 書翰 集 1 內 1 邊 ---相本 = 見有 Ł 工之 ~ 谷 ズ伯 P 固 云 r 田 7 季 誠 子 夫 ノ處 3 " 出 -相 3/ 殘 7 リ ナ ショ今爱 = 書加 ルの 亦曰 洞 堂之材 木者 熊野

有 赠 赤 羽 子說出于文集遺稿 伯

w 豫 4 サ 州 1 =) 1) 丰 博 者 ili テ、 1 云 座 度聞 頭、 先生 事 忠 ノ示 IV JV. 事 教 ナ 7 希 3 0 E 小 古鄉之親 川 村 工 族 尋 工 子 狀 來 通 テ ヲ書寸 初 メ之 = 木 15 ハ ハ 自筆 耳 志 中 ナ ラ \_ 書 子 物 親類之案 7 習 4 文 学 ジ 7 モ 107

五五

行 1 テ -Jr. 1 T. -7 定 规 h 1/13 狀 7 マラーフト云事アント 子遺のストナ リスに記っ H 7 公が テ 先 1= 之示 教 7 受用。 1111 厅 大 144 I. カ ~ リ、 博 Ili 堂

67/2 云 講 含 7 建 ラ 叫 5 諸 生 1000 講 談 0 7

眉 7 -北 店 " 7 1: 開 5 13 壯 丰 1) ナ 1) 1F. 4 =/ 2 7: 件 V 肝疗 110 7 ---. 0 件 先生 -大 产 不性(松一記) 不性(松一記) のラズ鶏 红 1 :6 E 娴 鷄 功 75 110 6 Ti テ 17 H 奉董 明诗 4 米 1 原が、他 (紫水) 3 3 久 V ノバ 1 110 カ 1 1 -)-家 E 內 77 14 E --111 济 5 親 產 族 如言 V 1 多 11" -久 難 17 12 家 西 产 1 内 = 1 云 + 1 -E 1 瓜 111 7 r 1 3 y 1 りつ 0 1% E 先 先 12 生之 人 4: 13 -T-以外 15 17 727 4 HI! 7 - -達 -1)-1 1 -12 =/ E -1: :/ T フ 7 故 1 + 悦 V --H: 1 E 45 テ

水 朝 光 -1-傳 -B

日

t

nn,

W

6.

明にこ

成見

0)

160

が.

通じて

H

Co

3

12

しも

()

うなら

ん

(紫水

#### 中 江 惟品 命並

111 Fa 车 " 1 77 0 E 月 T 义 -ナ 加 才 肌 7 旅 姑 右 ŋ 3 1 衙了 P 1 H 1 -1-者 HI ッ 共 1) Fo 。倒サ 0 0 + 惟 -5 カヒ 。迎 13: 文 7 1113 。工作 惜 11: 7 者、 7 1) 110 IEI. 起 0 近 テ テ 是 II. 発 ス 3 一切 ナ 1 -ソ シャケーを他っ 71 V 此 ---ス 0 1 間 惟 ナデ 0 11 41: 川 命 뗐 V 加 小 打 7 1 111 歎 族 Z ク 三篇 H 處 + ハ 之 111 テ 是 我 豫 人 7 政 也 不 ス 守 孝 大 7 5 洲 デ ナ 1) 1 0 13: 1 IJ F 之悦 城 見 1 0 1 \_ ウ YE 仕 E 7 ^ 命 7 1." 1) iši ~ 得 書? テ 。銀藤 母 汉 べ 7 之松 1) 7 3 0 寫 三仕 11: 4 時 馬 1 7 \_-" -7 [11] AF. 11:4 ナ 好 か。 テ ^ --國 谷 V テ ---1 诗 Si = 1 電泳 Ŧ. 1 -7 定 -f-1 セ 之學 省 它 1) ソ 2 7 工 力 11

#### 高 --E

是 或 人 7 1) [IF] 大 4 IT. ナ IL IV 其 1 [1] -)-1 3/ \_ 近近 ~ 17 ---}-H V 3/1 [] -7 Li " ? IV 161 7 14: かに [[]] 是父 5 -+}-时 iv 之天 1 -拘 河 11 也 IV 111 -17--}v 77 110 我 V 14: 1. . 1 7 此 往 111 7 76 1 [1]: 规 =7 1 彩 117 ---。餘條謂 ョ松レ オモ也 ナ

心 -7 -ソ 37 V 77 ili 17 11: ") - 0 :/ 77 1 H 登 7 \* : 7 之養 5 也 IV 是 モ ナ V 七三公 多 日 7 7 71 贞 イ⑪カ 1) 共 似 0 1/2 ---ブ 相 人 カ デ 親 SY17 7 1 ~ ---流 Æ 至 1 ズ \_ テ 溥 1 1) IV 中 說 ガ + テ カ T. テ、 如 IV 1 ラ 氏 思 才 3/ 1 C 身 7 ソ E 1 見 0 17 イ 1 U 遠 サ カ V 3/ ガ 11 丰 ツ ~ 2 0 國 業 テ 15 孝 彼 日 此 T -子 遊 ラ 浮 人 成九 £" 屠 老 ノバ 才伯 事 誠 カ 疑 富 恩 E 3 \_ 彼 7 4 7 力 工 求 ラ ナ 捨 ヲー デ 此 ク シ ム テ 0 書? 性 17 IV 性 旣 -\_ \_ 7 心之 此 見 セ 7 -是 ズ、 養 人 1 孝子 ٤, 1 車 7 身 1 7 7 也。 求 親 þ V レ 言 ヲ養 ナ w 2. イ ク P 1V ノバ テ、 C フー 力 方 1 デ 日 \_\_ ソ 此 歸 流 " 4 書 有 1) 世 ク V 養 入 1 = 取 儒 似 非 フ 1 事 テ 7) カ゛ ズつ 者 實 ラ 口 才

郛| かさ 識 II: せりつ 本。田 谷氏 茲 木 2 此 0 0) 粗 次に 漏 た 許翰 謝 集 補遺贈=小 (紫水 島氏一 書を載 すつ 編 者は 第二 册 24 九一 頁に 誤 1 唯 志村竹 涯 老人の筆記に見 19 あの

熊澤息游女ノ哥ニ

如

42

皆 人 V 7 =7 1 T IV > 計 底 ---市中 浦申 20 t ナ 7 3/ 7 ス 0

> 或書 云 熊澤 氏始メデ 先生 = 見 ラ V =/ 時、 派睪氏 皆人ノー 1 云 V =/ ナ

先生 先生 力 末 ^ 孫 =/ 中江久風 = チ t 7 一云人 プ iv 神 物語 社 1 1 " 月 ナ 伯 t 季 参ル 云 久風 di. 內 八德尚氏 = ゥ ッ 口 フ。 是

(松下氏第二本)

歌 13 侯 7 御 13 將 3 光 训 败 候 ノバ 3/ 37 王 1) 繪 4 證 讃 1 表 = 御 具 書 物 ナ 7 サ 仰 樹 V 候 拜 テ 領 季 セ 重子 ラ V ^ F 沒後 サ V \_\_ 候 遺 由 物 季 子りの(紫水) 渡 1) ケ w = 御 尋 子 有

ナキ人ノ跡シタへトハ書ザリキ

テ

備

ョソノ筆ダニ形見ナルラン

藤夫子行狀聞傳

。 定 原 低 長 胤 、 兴 17/2 TIL. 4: 11: 開名, 麙 红 11 P ---京 1E 木 Coff 胤詩 屯 3 ") 训 ff 雏 膝

Fi. iI. 藤 [Hj 影 ~好; 年前 111 拖, 來. 訓,表方, 舊 茅 地 堂,

國

安·河 Gili 都而二百餘人助力アッ。 同年先生之墳墓之圍垣成就、 7 合德右衞門·辻彦左衞門等來 岡田以安·山田山元·木野自 Mi

享保六年歲次辛 71: 九川 戊 浅 正朝五

墳墓ヲ祭ル祝文アリ。

維

in in 生 敢,昭2 日葵兰京師

先 旅 生 樹 希 先 生, 世之才德。勃起 於 心

本朝孝子傳所殿)

事.





服,之,是。垣,欲,生 数。四 廣。而 墟 之 力,方,告,為。幕,遺 助,同四不阳德 之,志方,朽面。蒙?

威語。於。石昆光思。翦。世蒂同小有先 也,境蘇志川徐生 後至之水 京界不拜為年改 學,大道朝。 師,不 固,掃 五北 矣。後 諸 侵,而,不 背城 墓 冬。 生 墳 不, 鄉。, 方 墓 育。學,開。 . 極、千 生,精 被 小聽,同之繚於,惟、色布、七遠,粹,不则,之,志圖。以後然,莫永恐、中,于十路。德,傳



二九

[4] 志 月, 扩 排 北。 粉上 至,秋。 石 工 北人人 1 1 方个。 是。 京 filli, 誘 生: 婁父 號 來; 計 帛 所。致清 的 2 質。龍 作,

始 高

[2] H 以 说,

il. ili, 於 仙 [/] 方。詩、 FIFT R B. 合 今 イデッ 道 尚。 111] 講 33 綿 12 加强 学 流: 逍 風 -T-说 首。 生,

YOJ 合 德 右 衞 [11]

昧 カ ラ 又 道 ノシ w ~ ments married r フ 101 チ 70

クス 工 7. 小 111 ノ流 ヲ ッ゜ ク 20

让 彦 1: 衙门 志 尚

思 111 7 IV . 3 影 72 次 יצי 111-73 山台 掛 テ 1 照 秋 -V 1 月 7). 12 5

ン。

合 桐 葉

Iny

味 カ ラ 德高 又 月 7 1 光 -> 1 apple Specifie 趴 7 フ 7 見 100 ヂ IV p

清

信

リ今日 ル日の宿藤ソ ノ伯願ナーヒ カ E 7 丰 フミ 1. か ナ 111 w

時

イタ

改年之御慶無盡 從。 京 Bili 之间 志 期 1 3 年 111 頭之書中 約 候っ 朔 告境 各、樣御 清 健 -御

迎

城

可视

lix

1

珍重

你行

候っ

定 III 4E

-

共

-新 汉

\_-御 男

紙之 您之 心 Sign 進可 + 1) Jiji ノ主 AIS: 象 执 彼 7 1 告始 放候 1 以 --15 1/3 27 歪 加 × 條 和 致 4 V 被 VE 之本 來 集會 Æ 。治华 水 リ、 , 不 聞記 洗了 領 砚, 省祭 候 मि 天下之事 7 被被 亚 遠 放 ン 示 F 情 -ノ熟 ス 候 學 安 0 -清·當下不 現在(伯) 包思 實 於 爱許 、テ有適 召 = 回 先 被 師 御 心所 干 動力 春有 F 祠 古 候っ 堂御安康 年之蒙。ヲ 1 欲 成 純 隨 等之件 粹自 テ 加 發 へ記して 然之發 開 見 友之云。 12 ス 丰 7 w 玉 揭 ヲ記 7 フ。 々無。異義 敝塞 ゲ、 吾人胎 良 切 知 毫 之。靈 ス。 近 之之妙漸トだる。 ヲ下テ 超年 是 照 則 1 仕候。 以 成 心 毛 來、 ス 不 0 副 所謂 新 今十一日不 時 汉 就, \_ 唯 意意 感 有之儘 通 裏 相變於 仕 面= 候 水力 誠, 心 如 ヲ

### 正月十一日

何

思召

你

战

永

赤

御

格

IF.

奉

希

候

由

-

御

座

候。

恐

惶

謹

御門の 衙門 ılı H H 寺井 元 M [1] 以 PIL Ili 安。 Ш 兵 4 慶 後 衞 藤 ti 林 大 兵衞 H 大 隅 女 尉 守 悅 士 大隅 大 山 H 右 女 織 邨 近 部 府 生。 野 小 條 野 古津 忠 左 右 助。 友真 衞 門。 河 合 淵 金 德 半 原 右 平。 衞 仙 龍 門 0 大 隅 小 石 長 倉 JII 海南 平 。 門 守。 伯 安田明 村 土山 田 又生 出 勘 四伯 1 郎 丹 辻 羽 熊 彦 Jr. 右

## ○安日、諸本多くは安田に作る。〈紫

### 又翌年

。捌愈--15-改 12 心之安樂、 INE 怀 御 相 寫 慶 和洗 三竹信 小 徐 --11] 秘 鑑草 テ 候。 何 الاز モ 際 红 蒙友追 十二三人 -限 候 1 身 T 里 1/2 久 12 、者月 火敷以 出 心 同 外 姚 風 仕 並 書 1 目 、毎度書 其 出 状モ 御 度 趣 會 申 不 意 宛 納 音致候。 申 於 0万 候。 。女無通 和 タイナク交修に 御無音二打型 彌 解 殊 未曾有之御 以 勝成御實志 貴 境 御 相 過 安 △勤 俠 開 鎮 圧 -無 承 諸 記養 間 候 君 ٢ 斷 而 無 日 罷 一御。曾集別 偏 4 り有候。 别 難。奉、存 伯 モ 條 師 御 恩之德澤 爲 越 候。 7 成 年 コ 中 被 1 御 國 = 憤 游 1 東國 公初 發 候 扨 問 之 哉 K 筋 答 御 絕 事二察 此 \_\_ テ 品 第 七

藤

上京 存,存候。 ·信息 中心 何卒二三輩 各御店參 仕 度看存能在 1F. 候る Jr. 候 1 1" 遂 開 而 गि 深 御 污 敦 候 红 始 御 邢兄 pip 為 μJ

111 1 光々 加加 . 斯 间 14/4 候 恐惶 114 1.3

IF. 1] - | -日

消息

た 子

八 门出五 H 祭壇ニテー人ツ 、讀退江戶同志之中 -

不,献。

縣 樹 先 生, 11: 前=

奉,。从顶師 是。傳角質 131 古 今論

12

Hi.

儕

等

H 域 初, 阴, 衆 妙,

笑柳

中于

栈

1001

百拜。

連名右

NAME OF TAXABLE PARTY.

同

3

存 身 粉 **尚**骨等 斯

小子宗印

稽首

九

拜。

欽 相 先

先 Chi 大 1 藤 樹 先 生 祭 班= 昭 1500 尚如

開。 來, 拜 族 敢, 無:樹, 遺 德 像 風 儼 不 然 蓝\* 香 萬 斯, 案, 年 前

然

朝

往,

先 命 藤 樹.眠. 小小 作。 以。 聊。 代。生 别 一束, 災= 间。

奉。堪、望。 献作 風. -1: 生餘武高 德、堂、

已。告" 重,须, 此 菜 芳。

裕 統,處 通頻 扶 茶=

发

花澤清右衞 11 井孙 怕

114

高

何

九

拜。

先師藤樹先生祭壇。

天地ノ御タマノ花ノのカミナレパ

手向二何ノスサラトラマシ。

見

忠

昵

拜上

~ 献。

先師祭崩。

別を増

心ナル身ニモ恵ミト思ハルン

タエナル道ノタ子ヲノコシテ。

雑誌陽明學第九五號二見直查先生後裔八王子住二見榮之助氏來翰に直養は二男にしてその長兄な忠映さいひ外宮の神官さなるさ。 忠昵なる人なし。 暫く疑を存す。(紫水

而じて

野

澤

貞

寬

非
拜

**奉**。 獻

先 解 秦 獻

111

道ナリト思ヒタカヒシアヤウサヲ

マドヒト知ルハ恵ミナリケリ。

享保改成年仲秋廿五日高橋子ノ亭ニシテ

用家 村村 先生 御 然 ツノ有 シル、尊像ヲ拜シ奉リテ唯 一御教工 一ノ尊 トク属ナサニ 我思ラモ 哥 ノ道ヲ知ラザ ル 7 モ

忘レ侍リテ

大嶋六左衞門常行上

藤夫子行狀聞傳

御

敦

川、山

八道筋

1

カ

卡"

y

ナ

3

111 111

ヲゲ バ高クシタウ計リゾロ

常省先生ノ讀玉 吊省先生ノ讀玉フ三剛領ノ歌ニ 右ノ通東武ノ同志ヨリ書附来ル(伯)

[1]] 11)]

= 夕 い心ニカ 才 7 カラ , ス w ムラ 2. 一有明 悲ラ ノノ月。

自ラ見 V 110 草木 E 7 ハ レ ナ 1)

親

R

止於至善 人ニウト 7 才 v 力

ラ

= ン。

筋ニなトノコ、 + キイナリニ身ョウ U 力 宿 ~ ŋ シテン。 ツ

吳竹 ノ世ノフシ 面 + ヤ道 プシモ程 ノカガ 111 ナルラ ン

ではホナル心ノ梶を 世 7 タ n 4 + ŀ 1% ク波 カフ ラ ブ E ナ 子 ١٥ ラジの

孝。 也 经 能自反慎獨。 敬, 则, 兄, 知 仁 爱, 弟, 勇, 達 信了 友= 德 發 此。 見 天 性 流 行。之 從道。循火 良 能 天 下 就+之 燥流道 流、也。 人ニシテ 福台 而 而 不能 已 矣。 獎之。人欲 敞墨

其

○ 温或に湯の字の誤なるべし。(紫水)

#### 当

以。積 Ti-家= 心, 無傷而不去, 有一份 殿元 也故 不 之 恶 家。必太 積流 不可掩。罪 餘 殃。小 大声 人。 以小 不可解。 為無益 而 不為也。故 不能積 im 成名。

全文は易の文言傳並下隊蘇傳の 節にして 唯一故不能積害而成名」の八字を挿入せるのみ。 (紫水

#### 1

兄:字 则,從,善從, 我。 友= 自, 则, 我, 心之 為信。居家 **興**寶 而美 上一發 家 齊。無 而 為善 事,而 謂, 支, 不成, 義, 焉。於 者, 能。 戲。美力 如红 此。 則, 也 事交 哉 母。则, 爲孝。事君 则, 寫, 忠。

### 履新堅水至。

微 15 3 尺之假 思 念不去之。途為殺 Щ= 積一等而成。至千 逆之 基。 丈, 区 提 善 之 之自」蟻 念 頭モ 奉一持 潰豐 忽之哉。何 之。積至記 賢 者 不一勉 之 域= 念, 寔. 安 危 禍 福, 機

至の字は或は成の 字に屬して讀むべきか。 然らずば當に之自二字の間に在るべきが如 八些

右 111] HJ] 親 K. 止於 E 善的 資之歌 Ŧi. 首。道, 善 義, 履 霜, 堅水至 ŀ 之 解 四 者 常 省 先 生 之 發 明

#### 也

### 京 常省先生御歌也

3/ " 力 ナ n 心アラ 亦 21 年 月 ヲア ۱۷ v 7 ナ 憂 1 過 3/ ツ 12

藤夫子行於聞傳

何 意以下職一首庭本松下伯奉の補筆に係る。松下氏第二本また然り。 葉水

此 卷之書之事 予肚年之トキ 17 1) 開 傳 1 N. 圧 ヲ発工書二書間シ 事 也 高能 V ニ有ショ后世ニ至り拾ラン

藤夫子之德行者、賤き筆 二八書遊 シ難キ事也。相残リシ御事たハ、 亦末ノ卷ニ書題 ハスベシ。唯耻ラクハ誤

字片言有ン事、是老スヒノ致ス處也。御勘辨ヲ希而已。

資曆三癸酉年林鐘皇日

事ヲ歎カシク思

4

シ保証

今合卷

三相認也

粗

野叟仲吕花舞

志村周助丈い授之

代も略 1: てその よ 0) 誤 1 て明 原 想像するを得べし。今底本を本會顧問 して 水 NO. 水 は なり。 書の 大洲地 肝等 良 著者は恐らくは大洲 は一安 方より傳來 永七年 九 せる 月 死行年 3 0 地方の人なる な 六十六」なることそ ること 陽明學會 は **卷末に見ゆる文政十二** ~ 主幹正 中に 0 堂東敬治翁 系譜 中川善兵衛 1-詳 カコ 0 乙亥 なれ 良 秘藏本 時 ば 0) 歲仲夏云 文字あ に採 本 書 h 50 K た 0) な 60 成 る記 是 n 3 n 載 L 年 時

樹中 水 12 ir. 1) 先生 E. 事中の 中秋安中城主板倉勝明子赫撰の四書に載り十雨亭叢書孝經啓蒙弘化紀元の四書に載り一の多くは、大洲舊記20年間大洲領喜多 四書に載せらる。 領喜多郡 編述 中折 近 而して大洲舊記 世 叢 語角田九華著弘化 を除く 近世 外は、 大儒列 何 傳 も刊行 燥 内 著 聚

本 とし T 弘 < 世 1 行 は n た 50 膝

傳

水 Ti-記 31 は 主 とし 7 大洲 地 方 0 口 碑 傳說 に據 n るもの ならん。 惜 むらくは、 二三の記述に於て

省肯し きる 0) あ らつ 特 に讀 老 0 注 意 を望む。

蘇樹先生 とは された 别 初 13 傳 和 川 第 0 3 三十七項引 書 0 73 な 藤 60 樹 H 用 iT. す 先 生 るどころ 傳 と稱するは甘 の愛媛縣喜多郡久米村矢野真杖氏所藏の古寫本藤樹先生傳 雨亭叢書中の 孝經啓蒙の首に收むるところにして、

底水 3 3 脚 註 なし 今新に之を加 30

て、 附 研 馬 資料 何好 ---さして、 1 條 は愛媛縣喜多 編 齐 0 新 那 加 大 洲 72 3 村 下井 3 0 小太郎 なり。 氏藏有の軸 坳 より 材 料 を取り たる B L

大 ĪE. + 74 2 丑: 年 八 月 H

小 川 57. 代 藏 謹 識

膝 修樹先生 131 傳 解 題 並 凡 例

### (再刊追記

を司る。寛政四年七十四歳沒)か、久は資哲の次子資政(明倫堂を司る。文化十年五十四歳沒)ならん。 本書の著者は大洲に明倫堂を建設し、藤樹光生の學徳を全藩に普及せしめし雄琴川田養深の長子たる養哲の明倫堂

に教を受けたり。本書を謄寫せる時は二十五歳にて、後塁進して徒士支配御用人となりたり。近藤信氏報。(片陰) て藩主泰濟侯の近習役となり、十五人扶持百石を給せらる。學を好み幼より明倫堂に學び、出府に當りては佐藤一騫 本書を謄寫して江戸佐藤一齋に贈りし保積正厚は大洲藩士にして、勝三郎又は靖助と稱 し、十六歳(文化三年)にし

137 天, 城 11 テ 水 7 Z 寫 元 0,見 日本人 7 和 V ~ 办八 智 北州 父 1) 3/ 二近 幼 北 地 テイエ る前 0 0 稱 今夜 如 月 4F. 二期 1 日、 -王德 解在往年伊 ノ聖 一有 へ父 るで賞 和 B [J.j 原 此 德右 しにの作 フた衛 大人 3/ 長先生 心 倘 前上下 0 テ 天 一門ハスト 人来るを見 恶 二称 養 --ス 何 額 福江 上天 =/=/ 不课 告 ッ 17 4 門。此 10 悟 テケ **。**能學都中 九歲 此 礼 扶りの シ云テ武 15 惟 ナ To テ 為 來 IV र्या 1) 唯 加 共士船被 -書 1 でありたりの接するに本書町に某氏を訪ひ傳説藤樹 日 (大洲舊販 -ラ 0 = 名毛 我 北 **父吉長** 氏 不 和 辭 二其人有公 高亦 1 曹 獨 111 记<sub>C</sub> 1 シルル 先 尚 1 仕 溪 奪 氏 173 記しか 叶 " 院 全出 江 1 \_ 有テ共 米 ク告ハ時 早 僧 小 3 養 慶長 云。 ---徒 テ 111 7 行 稱。 人ノ 武八 或 V 諸 日 日 記明 -1- 隣 = テ、 与 實 十三戊 時 子 テ 事 歸 方 智巾 豫 本書の記事蓋し 紫 出御 = 是小 何以 IV 1 院 德 來 奔領 國 如\* 州 船 0 カルロ 門。講 主天 申三月七 --= 大洲 此 3 就川 知 兒 其 恐如 手 1) 内出 P 之。 N for 時 = 1 で称するものた 梁 連奔 = 否 トセ F 知 洪致 1 和 インヘト ヲ害 移 先生 P 也候 知 願 H 12 尚 1) 有 0 リ云玉 處 書 3/ -年有 -. セ のた 若 テ 日 生 今 ノ内時 --隨 是フサ 太守出 3/ 出 非 3/ ろ 樹 -12 テ も質 者 別成長ニ 隨ヒア、其孫幼少ニ 實 中 0 船 先 ス 文 因 來 -慶安 7 丰 1 字 村 なる テ 二度中 如 羽守泰 IV 与右 昭 0 ----藤 7 0 毛来工 人 生大傳洲 此 X 元 樹 習 跡 テ 1) テ後藤樹 來 年 衞 ∄ ナ 先 度テ 答 フ 睡 3 毛御 IV 門 戊 1 近 ラ 0 生 近記 申領 IJ 公 子八 樹先 0 家 世續 114 或 江 來內 7 大近 = 果 時 云。 元生と ル事を 或 = 來 儒世 月 仕 是 高 3/ 釋 和 7 列叢 ト號の諸人 稱後 テ 廿 有り之の フ 又自 テ 傳語 お育中 7 泇 尚 島 0 是ヲ 五 等縣 船 郡 = 1 今既に亡し。 に樹 寬 日 人敬 問 出 テ 天 中 扨捕 不 見中 小 留 永 終 舟出 少江。先 下 テ 知 能 七大儒 此个 \_ Ш 處出 IV 1 方 於 日 IV 村 叟 。行 7 或 世 8 之人 テ 1 1 御事 IF 1 年 藏定有式 得 0 釋 時 1 稱 年 7 所 迦 え 敖 果 僧 也 几 ス 戌 請 持 7 生 王 慢 0 云玉 中法 徒 十 シ 先 フ ス 江ナ 幼 V 父諱 テ 1 生 號不 = 。先生 0 10 德右 テ 諸能 人 歲。 其 告 先 = 書り 夜 衞多 1 シ ケ

藤樹先生別傳

10

3

7

人

1

基

7

圍

2

7

見

テ

基

1

サ

1

ス

~"

3/

先

丰

-

石

7

置

ク

必

ス

勝

尽

1

0

但

=/

我

ツ

1

疑

P

ツ、

是

如

何

121

0

何日 恐巾 沈 カ りつ 1 先 2 [8] IV 磁 1 水 築心 = 77 死 1/2 is 7 ス 0 11. 居 .E 1 世想 館 THE STATE 11: 7 城中皆穩少年 7 20 拾 亦 义 敷 1-12 太 [-] 加 间之 仙 後 7 --11 计加加 因 出遭 テ 1. THE 如 -} 许 1 1. 水 此 作 1 iV. 0 -5 内 外 17 脏 也使 肝等 :/ 此 故 7 1. 1 T -5 国舰 一日終 天年 是 是 子園 テ 11 北 盛 iT. 5 4,1-ラ 7 1) 们 4: [4] 0 =7 7 馬 11: 以 1 1 川块 7 1 -) : 11: 侯能 先 得 田水 小 初好 2 外 F 7 什 テ 5 7 生内 =/ 道 111 學問 + 1. 17 51 7 Z 先 = 7 也 x -1-之後你 ~ 7 初 ノ活洲 0 11" 夫 7 1) -5 贵功 4: Si. 12 -7 品 ---北 1 品 15 HIN TF 乃阿阿阿 7 品 =7 7 1) 1-7" -1" 1) 11: 101 條 彼 をリ 1) 是 到語 矢11 33 -5 V V 1 1) 82 11 テ 11 卽 カラ 傳 1) 1 功 1) 1 應一尊命一矣。 -3/ 1) Ilii -1 T 12 後 111 - 1-Ħ 0 僧 同是日津 -}-テ フ 敞 120 1 レル 1 雖 馬 紅 狱 M 後 1) -前中 1 -5 =/ 1. 7 E 动 先明 H 之先 角华 "il. 0 7 太守 前 内 元法 先 テ 12 小桥 云水 對ス 太守 先 ~ 1 於, 重 11: -----云樹 E 情先,母 1: 111 終 -5 客。 4: 稿子 行 a lives 召年 13: 纸 77 1 近期 71 來 恭 -Ľ =/= 僧 J.I. 信 統局 イ 7 公 客逃 -} タリトル 世幣 不 E =/ 近近世江 圳 11 7 -H 7 [11] 而而已行 MX -5 川之。 1 テ 我 11 ^ 是 + WI TH ~ × II. E -}= **器**國 對 1 H 1V 知 25位: 玉 1) 人 7 ノバ 盖小川 17 續近 大手 テ 信ズベカラズト ラ 7 後 是 0 1 王 V 地 \_ ~ 非 協列 -5 俗 E 大邑儒 1 1) 7 世得 先 11 PIN PIN 何 フ IV 死 珠 -傳史 m -}-112 1: 劫 近 1 容 1 数 柳肯 7 ス 小 1 .6 人 11. 0 心的平 1 傳自 DIE 3/ 111 -5 犯 1 心 7 7: 1) 1 0 市 111 亦載之家 人 元 III -7 云 以 1)-不 7 [5 為 之之。大同 初好 樹 政 -5 0 是 阳苔 1,3 凡 前 1) テ 1. 111 7 而大 ---3/ 豐 E 時 0 心 7 無洲 -7 7 是 不 E 知 L 7 用作 光父 圍 先 通 - 4 得 大石 0 1 小園 Ļ 先 ラ 7 生及 人 手 11: 災 1) -7 Air 拂 13 你能 是問 テ 11: 1 小僧 マタン間 非一人術 11 1 17 الم E 1 手族 1 1 ラ -E 1 Bib 松 異立 タンナ 求 -5 居 7 0 屈 ~ 樹 大 日 E HE] I ! H 11 **对之器** テ -H 5 敷 1. 先生 11" 洲 20 對 114 評 是 7 最問 因 1:15 我 心 太 11 7 Gib 容 城 心 亡 ス面 前 [] -10 7 銀 テ 世朝 4 彼 動 1 1 景道 ナ 178 少 水 [ ] y 収 来 フ 他 九月11 ナ 致 泰 This was 7 -厝 胆 0 12 =/ HI 問 F 信 12 仕 腿 7 =/ (位, 6): MI 111 7 No no 77 7 我 F 1 0 0 学亦 公、 ~ 7 21 诗 1 心門 屈 -IF. 前江 氏無 入 有号 太守 唯 太守 41 IV 海日 7 先 日、按ブル ウ ス かい サ 是 消费 處 -法 何阳 那 ナ 知 MUC 12. 11: シ IV -7 7 盆下 容 珪 心 3/ , 1) 處 處 テ 付 -- -1 発 不 0 大 厚. ---7 . 棋間 1 御 何 135 跪 1 H T 7 石 ++ -洲知 来 前一顿, H 约. + 4E 7 彼 林 4 ル ++ H 如 rþ Tak 12 机 若 問 信 何 人 1 疑無 [14] F 岩 セ カ iI 何 人 孫 V 7 111 りつ 小飛 7 盤原之賢。 7-ス 1 是 -10 如 敵 高僧傳 2 0 左. 11 ---比。 0 我 ナ 3 也 3/ 其 夫 1 劣 馬 其 衞 珪 其 テ 1) ナ -0

ルニ大洲

盤

サ

ナ

E 公 1 外 00 プ.0 4 生 テ ラ 神 113 先生 ソ 7 -問 孩 7 フつ 7 14 1 孝心 去 =7 先 爱 V ソつ 派 1= フ 0 -日 難 浉 狗 有 T 小 松 IJ 快 7 7. 7 テ =/ V 先生 \_ 1 15 非 0 劣 自 卽 ズ " 枕 p チ ラ 0 終 出: 7 孝矣。(續近 T 枕 IJ 王 テ 7 臥 4 ---又 ツ ス 近日、 0 0 去 一叢語)大儒列傳· 大儒列傳· 愈 カ V IJ ク IV 簣 0 = 隨 7 母 易 公 テー が載した。 一枕 IV " \_ 1 及 减 , 大同 去 テ ズ 小謂 E IV V りつ 里至。 7 見 母 先生 テ、 1 意 将士 然 ヲ 慰 死 ノバ P メ 病 力 1 革 テ 7 快 1 IV 1 7 カ 時 忘 ラ 母

Ni: 1 1 7 -1-外 -}-奶 Ii. 11 SAL 11: 先 文 生存 1) r T E 3 4 0 Top 1) 良 1 政 시스 十二乙亥歲 7 乘 テ 11.4 徙 印 11 安永七年九月死時良の課なり。 1 分 彼 T 清 形 T ~ 4 此 H 学シ X ナ ラ ---T 小 國 及 1) 17 1) 111 仲夏。 E 0 我 0 . 4 1 ---死。行時 1 11° 未 於 77 先 IJ ナ to か 生 年良は テ 豫州大洲之落 10 ウ BI 書 必ズロ、 書 V 十六(中川氏系譜) ノ詞 業不 ハ 7 諸 8 讲 文 4: モ自 修、 思 集 ジ 是二 淀 切 4 ---ラ傅 心 思 咄 磋 E 保積 因 地 = 6 見 1 テ ナリ 會 フ 不 1 等 工 JE 大 咄 iv ラナ 樂 1 久 厚。 人 -家 IJ 3/ ヌ 耻テ 希也 百 、我所不欲 0 = 是 セ 謄寫 姓 ッ テ 其 7 志 秘藏 1 志 歸 im 年 今 7 諸國 省 贈手 貢 發 ナ ス 1 失 7 。當 セ 也。 ラ 其 折 总 IJ フ ズ。 德 力 テ 佐 ŀ 久 我 ラ タ 7 聞 藤 ナ w 律 慕 iv 賜 1 先生 ク ガ 年 分 ガ 1 ファ、 先 0 如 リシ 貢 如 V 生 所 テ 7 3/ 7 。故 會 調 文章、 ナ 計 رر 大洲 坐 益 淀 V IV -= ナ 咄 ۷۱۷ 是ヲ ~ 3 臨 其 7 5 シ 1) 3/ X 子 1 • 計 1 V モ ル 孫今 テ = ハ 君 ハ ラ 時 併 7 也。 淀 1 ン 席 許 セ 册 七 = F 及 年貢 咄 持 7 3/ 也 7 セ 其 退 傳 3/ 得 ッつ 簡岡 ヲ 坐 テ テ 1 中山 或 行 云 = **参先** 照生 浮 力 中 フ 1 キ 書 書 w 7 躁 111 道

# (附) 馬術十一ケ條

上あく 中かう 下やう

、手のついきの事

脈

樹

先

1/2

553

傳

,===

たづ 15 かまゑ三六寸の事

Ŧi. はうのくちの

四 8) む 0 くらの 41

あ 3: みふみやうの 事同くらはさみざころの 事

くらしたの 事

くら 0 おきやうの 事

は るびしめやうの

おも がひし つけやうの 耳

3: 8 0 72 つ なの 事

3 以 いなみ E の事

大 坪 流 十一ヶ條

> あ 3 書

中 ir. 藤樹 先生 真蹟大坪流馬 術十一 簡條 の後 に記す。

此 大坪 きの みならず、 流 My 何好 -1-先生の 簡條 7) 除 訓を慕 藤樹先生の 3 0 兵蹟 あ まめ、 也 此 人しく大野菜 浜 Hi を得て の家に ん事を欲 傳 1. 來 n 90 これをこふてやまずっ こゝに小林 君馬 0 大野氏 みち にくは 其志

筆 してもつて贈る。

宽延三年庚午八月朔

U)

淡か

らざるに感じ、

1)

35

----

\$2 を與

ふっこくにお

3

رکم

君

の子孫

よく者ならば、

馬のみちに意らず、且先生の徐徳を慕ひて君の志にそむく事なか

るて小林君子をして其梗緊を記し、子孫

信

へん事をお

れつこれを

111 H Ti 深 FF 11:

74

THE 75 72 谷 究 水 卷 3 1-和 8 H 0 一大 膝 0 h 1/1 75 T Tis 樹 50 發 先 18 見 始 4= め 年 书 3 HILL 證 间 行 或 12 狀 は 3 事 古 同 項 文 L を 書 狀 網 (= 同 羅 見 别 L 19 傳 3 同 以 3 T 0 行狀 先 生 或 間 0 は 傳 事 等 口 蹟 1-碑 多 傳 洩 說 \$2 7 た 1= 存す 3 層 事 項 阴 3 1-瞭 3 して、 の な 5 並 諸 1: め h 編 者多 為 散 1 輯 年 見 錄 0 せ

不 水 0) 怒 农 书 は 1: 諸 供 書 L 12 散 50 見 4 據 3 諸 3 どころ 種 0) 資料 0 書 1-つき、 は 凡 2 左 或 は 0 如 古人 6 0 論 評 多 附 記 或 は 編 者 0 私 見 を 添 T 讀

集 光 和 書 集 義 和 書 顯 非 寫本 岡 山 先 生 書 簡 寫本 图 111 先 生 示 敎 錄 寫本

[ii] 追 草 加 以本 關 席 散 E 珍 為本 先 哲 護 談 淡 哲 窓 像 紀

餘 錄 東 游 記 先

傳

聞

史 籍 集 覧 餘 姚 學 苑 為 藤 樹 先 生 傳 寫平 等

n ば、 水 农 隨 中 0 口 ·T 研! 猥 似 b 說 1-等 之を 智 揭 傳 Vi ナこ 3 3 3 -3 2 O) 0 數 車匹 件 卒 南 50 な 3 \_ 惟 2 2 を 1 知 口 る。 码 傳 然 說 n は En 2 3 0 性 史 質 乘 1: 上 洩 確 n 實 to な 3 3 3 3 0 0) 1= 1 あ て、 5

僅 して T 來 か 改i 1 3 所 口 脚 以 和 味 TP 1 存 书 あ す 2 13 3 3 8 3 0) りつ は 3 73 3 殊 何 1 n 村 あ 3 先生 5 ずつ 1-對 或 す は 史實 3 景慕 正よ 0 情 b 見 0) 發 7 露 價 1 值 外 極 たらざ め T 少し n ば とする 此 5 0 點 2 ょ b 0 觀 由 h

藤 樹 先 11: 和 傳 停平 題 北 凡 例

3

3

ナノシン

な

1

井

弦

齋

0)

著

近江

聖

人」に顕

は

n

た

3

皸

膏

藥

0

傳

說

0

如

3

は

普

く人 出行 光 する さこか U) 3 0) なれば、 その 原據に就 いて一言を投すも、 敢て 無川の 71 1-山

、您省 愛媛 秘錄 内 -1-立大洲 1 掲ぐるごころの 郎 I 战 0) E 1 3 せら Jal. にて拜見することを得て筆寫 校長 3 るしごも、 古文書は 1-[1] 光 先生の 以 爱媛 ill: 大洲 郡奉行たりしこさを載せず。 縣系 川 料 谷 3/ 大洲 MI NA L. さ -H 常高 るも 花 大 等小 J) IIIS 力 TE 60 FIL U) 校長 所 大 源 洲 今此 1 1 1-野 して、 杯 代の 雅 0) 古文書により 夫 綿 郡 幽 奉行 几 谷 U) は 大正 1-案内に つい -1--ては 神 新谷 4: --大洲 四了 jes 月 缺

洲 20 け 3 15 大洲 補 は 田 13 2 大字 1) 村村 ふこさを 大洲秘錄」 秘錄 先生 740 推 加 揭 よ U) 森 膝 if 足達 11 得 家 TE 1) PA 12 抽 (1) 1) 銀 似 系 111 13 191 阅 101 信 分 4 H 部 3 1-は 大 從 1-144 5 家 大洲秘録」に載する 12 | 2 | 2 | 3 游 ~ 0) U) . 60 证 芸譜 Y ひて調査報 大溝 6 末 12 1 ごち、 大清 尾 分 部 於 秋 41; 游 [1] 不備 に關すること多きを以て、特に 大 泰 10 ؤ 0) 字勝 得た 训 なる につきて 几 13 野笠 3 3 (= -5-5 0) -#-1/2 計力 南 0 摘錄 T 3 学 報 かんかい すっ 多 0) Ü, 付 所 該 報 は L 該書に 12 系 に依 3 PH を附 はート 1 3 12 加 0 诌 介 して えざ 旅 倒 稱 分 12 13 部 3 足 3 3 達 を意 公 後 兩 氏 (1) 家 111 0) の調 味 字 0) 系 すっ 沙 5 查 用 U) に係 13 但 は U

揭

13

大

< 卷末 左 0) 市江 方 法 IL に從 系 [7 1, [62] 0 () 73 11: () 製 1 1, 加 洲 中江家傳 外 (1) 系譜 13 被 す) りて 今得 るに道なきを以て、

旅 順道 樹 先生」所 [4] -5 岐の 2 iil 椒 中江氏系譜」等に換りたりつ 13 行狀 聞 傳 力之 び編 行威 们的 履歴に関する記事は行 ち 小川 本中江 八系圖 狀開 北 には 傷の分 将 は之を省略 1113 (3) 部 攻 育 回 藤樹 绁

に属す。 皆院 版 I 们 化 自家の Mii 水 告る 13 学 系譜を寫取りて編者に提供せるもの 0) []] 族树 汁 他 层 十三年 1-祀 先 採 4 41: 1) 3 所 市市 養父勝 ---拟 1:5 12 20) かか 0) 陷 次 は當時遊賀縣高 郎 H The 並 门 處 5 18 4 對 箱 朋 馬 記 0) 記 1= 旦且 1 到 事 島 及 りし 2 つき補 郡 異 CK 前 時、 新 同 儀 南 揭 正を加へた 尋常高 末 3 温 裔中 3 者藏 0 等 江清壽氏 1-有 小學校 2 本 るものに 並 1. T に「藤樹 に在職 傳 は して 特 來 0 (-先生」の二書末 系譜 注意 中 6 た づ を寫 n h を 加 3 末 取 IE. た 確 裔 b な 中 た bo 裔 İ 中 る 3 勝氏 も 編 江

編 艾 1 1 THE 1 1 ir. 族中江 济 L 家 ir. 取 家累代 Hi 如商 b つるゑ子の 12 りしどころ 流 る 0) 家 B 0) 折 1-0) 紙 な 傳 父彦次郎 b か 郊 の内八通 50 41 3 此 3 0) は 0 0 大阪 折 循は なり 紙 小川 1 市 は から 編 西 者 村 11 中 1-江 大正十三年六月中江 江 の子 在りし時之を托 清 島在住 壽 氏 が明 中 治 江 し置 十三年 つるゑ子 つるゑ子をその宅に訪 きたる 藤 樹 0 もの 先生 所 藏 な 1 0 墳 りとは 係 墓に る 叁拜 清壽 此 は 自 公初 L B ら之を 3 0) 12 自 對 3 時 5 州

111 ir. IC 系 100 1 3 (蘇 0) 略 符 を用 U たっ るは、 前 記「藤樹先生」を斥す。

-3:0 引用文 111 11: な片假 名平假名混用の ものあ n こさら、 すべて原本のまゝ忠實に之に從ひ敢て修正 を加

卷之二十倭書 本卷 引用 以 义 1 1 3 [ii] 誤 字その 弟 補 -5-遺 派 研 他 0) 製 究者傳·常省先生文集。同 必要の場合に(まゝ 又は(マ、)と傍記せるは「原本のまゝ」とい hi 11 編 者の新 に輯録 した 續編·門弟子詩文集·景慕詩文集並 るどころなり。 編者淺學菲才固 卷之十 よりそ 3 0) を 七 器 倭 意 歌 非 三補 す。 す 遺

る補 儀國其の他幾多の諸君子の有力なる資料 いへごも、 正さによりて、 巽軒井上 漸くその任務を果すことを得たり、茲に併せ録して感謝の意を表す。 博十 保軒高 瀬博士を始め陽明學會主幹正堂東敬治翁・西園寺源透・渡邊賴母・足達 の供給と懇切なる指導とを客まれざりしど加藤主任の厳正な

昭和四己巳年一月廿五日

小川喜代藏謹識

## 藤 卷之四十二

#### 滕 樹 先 生 補 傳

郡奉行に拔擢 せらる

高三百拾五 四拾三石七斗九升 11 四斗九升一合 成 野村相定紀之事

14

Illi

先 売 中 川 造 共 成 共

七斗三合 毛 毛 付付

畑方高

白

八拾四

石

田方高八拾七石

夫米四石武 可寫此外者也依 可寫此外者也依 右之通 定制广壹石 夫大豆八石三斗五 定大豆七拾四 石武斗六升四 相極な但 武斗 石 依 石 Fi. 斗三升 如件 四 口米之義 升六合 、升寬合 31. 者

藤 樹 先 生 補 傳

加 膝 停左衛門 花押

武

田

久

言。

花押

与右 T 花押

庄 や弥二郎 さの

百 姓 中

ぎ 右古文書口伊樂國新谷町黑田義太郎氏所藏。 黒田義太郎氏はも、成野村舊里正の家にして弥二郎さいへるは其先なり。成野村は今は暮多郷大川村大学成野なり。 是に由つて先生が早く郡奉行に拔擢せられたるた知 ろ

(6)

(松山 市伊樂鬼談會西園寺源透氏報

一センアレチリ、

カフ

ハナリトモ

こ流む。要は先々の就地さ十

地が流失して川さなりたる分か控除するの意なり。

0 失米さは附加税のことの

寬永三年先生年尚十九。 【上記は部本行の連例と見ての説なり 近藤信氏は武田以下三人は加役なるべしとす。 (酸陰)

**樹會長下井小太郎** 翁談

當り先生年商尚弱冠に遂せざるに救擢せられてその職にあり。 したるものなり。大洲加藤月窓公、泰興)毎明にして豪鵬なり。 郡奉行は牧民官にして税務なら司り、 民等問等人も無 11 たる所 自ら政務心直裁し、人材心登脂して弊政な釐革し、 以て君公の如何に先生を信用せられたるかは想像するに足るべして。 配をにして、 人材を要すること名きな以て世襲することなく、 孜々さして意らず。 特に拔擢して任用

逸 記

虚言は不 中 江東右衛門郡奉行勤められし頃一公事訴訟有」之。其辭を飾り言な巧にして可」申候其、樂而は衛悟し出候得其、與右衛門様に顧か合せ候さ 被山下 百姓其申候な今口若荷谷村三屋清五右衙門祖父覺へ居り咄し候な、 清五右衛門父助太夫さ申者承り候て咄し候ごなり。へ永

### 考

高

藤樹會發行藤樹先生銅像除花式記事に依ろ。 石水世餘 111 さいへるは断片にして前揚古文書と 共に黒田義太郎氏の 所有なりしに今は散邈せりさいふ。 惜しむべし。 今大正五年九月大

朋友問で云、 71.7 147 0) 學者威應篇をよみ、 又誦經 の威儀を勤めたりさきく、 世人是を笑ふ者あり、

なったかっ

まづ収 答言、まことなり。 捻 1.3 受い心法の師なくて、 高經 して -0) 成後 受用 H からず云云。 過 なり。凡智の過感をこまかに記したるものは感應篇 L そむ てたすけどせり。ふたつのこと全くよしとはおもは 細 すび善をなしたることも 中江氏初てさまんしい心をねりて試られきっ 上のしならひにはけつりぞこなひおほく、 (集義和書卷十。七丁) ありき。 皆細工初にて事はよからざりし 馬の乗習には度々落るがごとし。 なりつ 心法の受用にたよりある れざりしかざ、 爱を以てしばらく用ら 志のきどく かごも べきことは、 れた なる 志は 50 聖智 よか 所 ある h 紙⊖

按すれに岡山先生示教錄卷七、二十六丁に、此時先師大豆之御試シ物語有の語あり。 修養な積めるないへるなるべし。(紫水) 恐らくはこゝにいへる紙捻りさ同じく 日 善

### ill ill 岡 Ш 學派 0 著書に散見せる逸話十一條

0)

て活たりつ なりさ 先生日、 の内 (0) 王 藤樹先生孝經·威 にて被遊 50 先師集註 先師中**唐御講談の時**、 其心註をして講釋を聞 L なりつ に御棒なく真直 應編 或時被 を好 仰け H 予註を覺て御講 御 に御講釋被 るは、聲 讀 ては紛 被成 しに始 の高ければ外へ向氣味有で云云。 粒 游 0 釋 一候故、 弊ありと思召 は を聞 御聲を高く 聞書する事ならず。 んと思ひ書を見て居 相 御 なりつ 讀被 扨京 成 しかい (岡山先生示教錄卷二、 の者一 けれ (中村氏本岡山先生書簡下八丁) は、 後には 兩輩聞書せんと筆 註 釋 聲 を見ること不可 も聞 十四丁) 御

編者日 誰を」の下、 「して」は「みて」の誤寫なるべし。

藤

樹

北

11:

利的

您

先師萬木さ云所 へ請待有て大學を講じたまい候。 其節我等を始て諸同志存候は、 此邊の郷人此學を尊信

すべき端なれば、先師此講習はなた~敷御發明なご可一被」仰ご存候處に、只何ごなく常底に不。相替三綱領

to 恢 云云。(中村氏本岡山先生書館下、九丁)

、十一日は昔先師 3 行こと有。(同上十八丁) 萬木ごは藤樹書院所在地の近邑東万木のことにして西万木には非ざるべし。前者は今遊賀縣高島郡青柳村大字青柳の内なり。 講習はじめこて其規式ありつる。 後の君子を希□今も又其格法ばかりなれざも、 (紫水)

を取 古來藤樹書院に於ては、一月十一日鏡開ミて祭典を行ひ來れり。此は講習始めの儀式の残りたるものならん。

不、及り料簡」やうなれざも、 りも憂はゝしきさ仰せられ候。是以者るに君子の天下を思召りは父子の親みよりも尚ふかし。 先生日、中川氏莊子をみて、 萬々世まで思召故なるべし。此に眼をつけて合點すべし。眼 見がそれたるを先師日、權左が見のそれたるは我子の虎之助に後 のつけ 處也。 如此いへば

岡山先生示教錄卷二、六丁)

既こ、に先生さ云へるは淵岡山な斥し、先師さは岡山より藤樹先生な呼べる語なり。以下之に做へ。(紫水)

、先生日、兼て先師大學も中庸も經一章にて濟コミの玉へり。論語は聖賢の言行を記したるものなれば、 無用の事はなけ 27 23 今日上に不合つありごて、諸生に 書 かっ せ講せられ しなり云云。 (同上十四丁)

、先生日、 年も御か れするゆへ、未一定内に物語して諸生へ聞せ預け置心もあればなり。(同上 うり、疾さ熟して後被。常出様に見へ玉ふ。我等なごは觸發のこごあれば、 先師は御試みの事あれば、容易に不、被。仰出。廿日も卅日も能御試み、事によりては 三十二丁) 其儘云出すなり。元來 一兩月、生

是面白事也。此御趣向思ふに冥加を思召ての事なるべし。冥加を以ては先樣思ひの外省尾能きものなりと 事 我昔 るべ し急事有りて小川 (同 卷五、 十五丁) より武州へ下る時、先師のたまひけるは、先伊勢へ参宮して可下となり。

、真享 内寅夏富松子咄しに、受用する者は取廻しをせねば位を失ふもの也。昔年先師船中にて御逗留被成

南

3

萬事 を御待候事有。御座しとなり、旅にては常の宿にてさへ滯留は安からず。 (11) 1-片時 1: き物 追加三十一丁) も除きを得 1: るに、 ざるに、 御 取廻しには、 幸なる處へ來て、 我宿 に居る時は人の尋ねを受、人のかたへ音信文のと 心上の障りもなくて受用する事はかたじけなく思召とな まして波の音・梶 りやり、人世 の聲 思ひやる

ご願 0) 此心 先師 ひ玉ひて、 少受て、 督て小川の邑の 深く孔孟 更に門戶を立るに意なし。只世界中の人の善に向を志願とせり。故に海内此 神明に詣して、天下太平。 の道を信じて、程朱・陽明皆吾道の先覺なりさい 大道 興隆。時和年豐。民安物阜。 りの(席上一珍八丁) 家皆孝子。 0) 學 國 皆 を傳るも 忠 臣。

通也 五十風養施先生語類文集上卷養施先生答,郭内諸君,書に岡山先生は每朝天下泰平。 云々の此の文和翰さい へりつ 以て岡山の思想の本づくさころを知るに足るべし。 大道興隆。 民安物阜。 さ御祈禱被 成候事御 存

今席上一珍については卷之四十六會津學道統譜巻看。(紫水)

どすっ なる 8) そしり得も失も朝三暮四。 客間 日、 に漢書古今人表には古今の人物を上上、 のと知べし。 旅村 は如何。 はいかなる人ぞ。 山。此觀之まづ賢人と云べし。昔先師作。琴曲。日、「生死利害は何。藤樹日、もし大唐にありて論せば上品にはいたらず。又 放下せよ、凡心。」と今此曲を唱て其人品を知べ 上中、上下以下下下に至る九品に分ちたり。 答曰、昔一人あり。 もし大唐にありて論 先師に問日、 吾輩 甚尊信して聖人の地位にい L 叉下品 (同 まぼろし浮雲なれ 上 1: もあらず。 رمج 只中品 h

## 四、聰明の人

師に就 1: 藤樹 ふに不及諸子百家の書义は軍書・醫書まで悉く見盡し、 5 n かず。 12 50 は 博學 儒 其 も諸 書字書を聚 0 時 人に 酮 僧 勝 に四書の 8 れたる人なり。 獨學 素讀 せら れた を習 50 氣質聰 ^ b) 禪僧 明にして無 八歲 のこ 0) 字一理の疑ひなきが如し。 時文開 どなれば確と 師に文開けたり。 け理通 C 不 知あ 先生十三の時禪 四 らまし習 五歳の 如此の聰明の 時までに十 は n b 0 寺へ手 氣質 其 後 經 再 11

人 W 1 平 颶 人 非 -- 0 は面門 以の 0) FAL. 人西川季格の作るごころなり。 脈 7,0 學得 H 仁 學學 1) 開 北 する 1) 11: 300 和

## 五、盗賊を化す

黨,不口。與。藤 乃。善 汝。樹 74 14 1 Title 刷。世,樹 民、完整 。 注號,理 第一直 (6) 學"諸 即。不。錢 信 打 刀,口,百,無 起,姑,授,近 17 175 且一般。之,似 誰。不、日,之,城 一 ,知、戰,吾拔, 脉 者。愿,刀,夜學, 過 過。樹 必。其一儿,自,先 而先先授。日,郊躬能。生以與所外行。 改。為,姓不以,歸、後。 名, 就, 术, 有, 文 告,是"客"越 轨。人 ili], 41 士者 我、乃言者數 馬音 Ju. 近 瞑 Tipl. 证,目 11:3 突 1/4 說。雖。人 义。是 從,民, 111 之攘 手,而 1 1 林 13 部次 以。攫。江 E 1 頃。哉 111 知為。與 速。遮 活,右 日 卸。路,無, 哥 贵-衞 得,門慮、衣曰。賢施、也、之,裳客思 理,之,於,假及解, 则, 聖是=戰。佩案,服。 人。贼而 刀,以。其 此 咸。哉大。不、否。供。德。 願。驚。利,則。我 泣。先《投》無。不,飲 。生 刀,輕,頂, \* 於羅 卸 多 族 起。 其,拜。以二言,樹

70 0) 天子の天下な人に奪は 任 大なりさせずっ 11 れごも亦二子の 12 見就に 神 古學の が概 732 36 みず。一家に正さんさして図 本づく事 見か以 112 學風 談に降 てはは 均 か知 n, なり 心衛 るべしっ 樹仁婚各~ ii k は、道は 150 候 なりさせずっ じか (1) 假合作、 一 盗頭に 聖人天下を治むる為に設け な人に攻 1, さる り話にせよっ 天 下の利害小順 7:00 巡 U 知 め取られ 理 U) 6) -あるさころ即ち 315 作 7, 心を付置べきこさなり。へ淡窓紀 りたろもの iil たると同じ事なり。 かりつ みざるは 初 玉ひしなり。 はりつ 心() 榷 -( 斯 を知らざるなり。 なざ 14: 族 () 流思い 7, 村は 21 天下國家は大にして一 庭 柄 7.1 心ななりつ 11 心あ 作 1) 11: 是仁盛が 3 話多きもの 书(0) 庶人たる者 仁齋以古學なり。 心 衣を いいい なりつ 盗賊に 脱て + 身は小なり。 外に 既仁 此 非 逃 の二つも大 心學は ひて 與 6 10 3. ---衣 ろ 是藤 身 類 心をする處 所 0) 方こしらへ 以 货 なり。 简 樹 以生 700 0) 1/20 作儿 仰 1] か行ふ、天下を 是 べんさして一家 710 投て戦 अ か 12 以て なる たらんには ふ所以 人の

### 八神 祇 組

1 來。江 戶。 Н 過, 街 Ti, 適 大 小 神中 航 制 神和小 孤二字, 独也 放人呼號"大小神也,當時都下士。多好 神祇組、或云。其緒為黨盟。之大小神祇?故云、爾好。豪俠。其結為入黨,其所、帶大小二刀、柄唇雖 唇鏤以二 飲於

家以 被 污流 11: 街事世 か in the A y 好,所, 111 推... 午 1113 稿,之 [-] 平 車 1 3 以。 1111 道 川な ,捌 師。沾得, 工安,是 名,以 老君之言乎。其如吾常 其,手,黨, 何之。藤 樹 徐. 動。陳 姓之, 人。姓名 祇 日, 來, 。少長 逼。 組 不 覺工 于 節 近 並= 折。江,厲。 日。農

Ji. 透 灾 Ji. Birt. 過 矣 顺沙 先 生 清章 ATTE. 禮 之 罪,從, 今 敬 受教 於 門 下。或人謂藤樹未…嘗來…江(土) (先哲叢談卷二)

### 溢 岩 を 諭 1

先行義談の

著者が

共の註記に

云へるが如

3

先生は江戸に行かれたることなし。

此の説恐らくは事實に非ざるべし。

右衛井四県 20 なんないち るに、 8 んに -111-油 > 彼者 200 树 是北 大 して 和 -jili 者故に、 て任 J. から 守 ins 门间 為 主人門 んやさい 领 11 1-1 75 小 拆け 1-11 0 迂濶 カラ T 此 • 明和 折節 T 插手諾 に捉 或 U) 者既 立向 時 1-九年うの 繩 共 兼 俗 すっ 邊を ふ事 者人 にか に歸 T 花 藤樹 通り 唯其 护 隆 To 1 るの 可 不 過 15 得。 湯 る上は穴賢、 則 合 是れ藤 せ、 佩 白 暫く在 刀 屯 双 多 多 此 解 樹の 振 0) 7 T 7 由 誰 て明 强議 如 無 多 有 德 家 何 刀に成 聞 りて 0 及ぼす 教 0 T 1= 踏込 捕 舉 諭 取籠 動 1 手 彼家 きんん あ け 1-處なり。 る 1 3 ん。 向 氣勢 仍 ~ 7 て、 かっ 7 彼 つど入る。 云く、 5 (新草) 者 もなく ず 白 捕 2 双 手 1. 多 我 時 0 鞘に 其の 此 移 者 3 其 0 る 氣 處 L 者 家 捕 手 T 平 1 を (= 藤 點 理 和 韋 樹 害 頭 な 領 沙 50 2 を 內 3 1 1= 7 伴 說 雖 藤 渠を 溢 て伏 C 表 樹 渠 先生 せ 0 元 殺 出 來

六十三 叟、餘姚學苑 n

溢者さばあばれものさ讀むべきか。 (紫水) 「溢者はあふれものと讀むべ 中井は 中 L 江 0) 誤 なりの 此 0 後、 享 和 元年 刻 阿姆 並 倭 籍考等誤りて中井さなすもの少な

### 轎 夫 を 化 す

11% 樹 は、 3 2 近 il. 0) 人 20 京 庙 世屋屋町 條邊 1= 今に其 宅地 南 60 à) る時竹轎 に乗 て江 州 t 1) 京 1-到 るの 其

藤 樹 先 生 辅 傳

道 73 質德 T 福 物を威 1= 来 10 動 你 上: る 1 此: [ii] (1) 如 性 Xi: きに至 i 知 30 1 賞 能 気に V) 芝を 排 i THE せら 閑 散飲飲 \$2 1) 12 松下 111 1 心なき [1:] 見能二次 夫 3) 洛汉

0 起筆 ものならんか。されご岡山 いさころ 大備 列傳に 光生の 11 悄川 學館は延寶一 維 湿 日に作る。按するに先生の別宅京都に在 一年の創立にして先生の歿後實に二十七年なり。委しくは 1) 1: 35 (1) 小旗 る疑はし、恐らくは、間 北川親然翁 雜 記抄に 111 H

## れ、熊澤蕃山の入門

を取 ばそこの るにこそど 州 2 さるへ H गिर् ては 色力 に燃 をも 出 き錢 澤 三兩と L 0) 原 思 ば 先 馬 下 边 きし なれ 我 iti なし、 るの T 恩中 思 かっ より は 35 心 め 图 たにあた it 形态 ば 置 8 ~ h ば、 色に 5 郭历 此 樹 な言 る 以 1|1 ば 3 へい 人 言語 鳥 3 段々へらして、 1/j 先 1 心 其儘 1/1 て、一そなたの 葉 0) -- -1: 目 ~ 馬 樹 さず。 へざもさらに受けずして歸ら ~-沙丘 つ出 L しっしてい 近 0 脚 板 をや M 先 百 い もし は 生: ひ藍 人 木 でたり。取上 文 かっ 死 1-1 3 < 今宵 73 30 走り すべ 1 此 玉 n ひて二百文にて酒を買ひ、 かっ 終には は 500 12 は 3 金をそなたに Jil る者の 山 いね きに n 白 行 75 木の 兩 3 其 1 け あ し かっ から なく 金武歩となし、「せめて是外は我心の 0) 初 て見れ よみ 5 た 5 形 宿 め 功 Lo は我 是は今日 别别 多 晴 ね 1-から 取 到 は 3 0) 泊 to ば 泊 聊 刹 3 さ理 命を失ふの b 介 夜や んどする處、 め \$2 る 1: 給 たる 加 ば 先當 3 馬 7 70 宿 4 3 3 百 かっ 蓝 其垣 3 (= 座() ilis 内 12 其の家の む 副 し詞を虚 地 何の は ~ 浦 至 あ ~ き所 みならず、 L. 御 h 加 3 を受るは h Tuk 禮 智 やむことを得 所豐 原 所 人に 悦びの 馬か 對 8 を是迄追 といふことあ 江 TIT しい 形色 に送 ma 1 小 自計 我心に 13 加 ふるまひ、 L かっ 大きに h 親兄 南 変敗 h 金 5 にぞ、 悦び からい、 馬 本 0 -1-0 ず、 消 3 演 南) 0 3 かっ 13, 態き i, なれば、 る 泛 17 するで H 27 3 すっ 此 べきつ 行 我 水 3 脚 n 企 李 1: 130 3 网 Ti 10 12 涙を流 より 今の 3 洗 两年 き罪に 預 3 さりと 3 8 しさて手にだに 受け 信 受け 积 相違 は 其 刊卷 5 别 h 人 0 全是 なけ T 111 王 至ら 脚 3 B .0 1 0) ていい 徐 金子 影 程 3 悦 12 取 な Fi. 10 依 1/2 ぶに しっ なく 南さ 5 は は は 収 得 我 5 Hi. 洪 3 75 引 収 5 近 144 企 \$2

なし 其家 物は C, 尺 b 例 60 di ば取るべき理なしと心得し迄のことなり。」といひすて、歸 3, 押問 是在氣 立つべき者なりと しよし。 さてさ U) 扨 収 る者にあらず。 阳 业 も此 6 のなりとて、 ち成 に熊澤治 0 ふこさあ 5 0) 度は 8 -113: 其後 に随從 地 0) 20 カラ 华 ~ 膝 b 即 3 りの某も か 樹 其翌 只我在所 よしや to 無 八 命 ねづさるにてもそこはい を備 10 は田田 6 理 非 3 きの 日すぐに江州に 熊澤 先内 前 折 L 合より 道 より招き玉 びて ふし 王 0) は を出 ~ は 行 近所に小川村 入れ中せよどあ す。 のぼ 行きて聞侍 各方に 2 3 -1 熊 n h かっ It 0 澤 到 居て學 ち對 5 つずら 50 5 L 7 に たすらに 面 りし とい か な 小川 文修業最中の することなり 松下伯 なる人にておはす。」と問ふに、「名ある者にあらず。又何一つ 1: 其身は病 りし 5. ふ所あ 村を尋ねて、隨從を願 李筆一龍澤元生 故、 ふ事 願 親には 50 ひ て二日 身なりと堅く解し、 常 5 なみ ぬ。」こて有りし 孝をつくすべし。 此 事なりし h K 聞見錄 no 話 村に カジ 0 b 飛脚 間 たくて内へ入れ、 与右衞門といふ人 玉 一所載の東遊記に據る) カジ 藤 2 樹 は により、 それ 0) は 此物 次第 門にたゝずみて歸 n 門人熊澤 L 語 主人は大切にする者へ。 より京へ に to を委は 今日の 聞 人に教申 て、 お 0 しく語 C 3 登りい 金子も我物に 0 に師師 い 其人 して、夜ごとに講 2 B 弟 5 3 つも こそ誠 す。 き程 0) 0) 有 契約 0) 折 宿 あ 0 0) つらさ 學德 儒 樹 御 を 2 人の せ 0 至 3

記)隣邑新儀村郷土誌に左の記事あり。

144

中西又左衛門(口碑)

**参刊で馬が組みで出版しで用に服する智順なりしなり。女先橋門が飽馬ある心耳で出動せしなら。健時川原市村は南の川路の密源にして、此在所に馬を翻ぶるの五六戸あり。飼主は義務こして日割** 福 せしに、 0) 111 永中河 合に 财 や木戸 111 原市村の人衆の新領市にして里正 つ川でたり。 問罪 際に有るに関木 に漸く宿泊所な探り得て對面し 取上げて見れば金配百兩あり。 一を動む。當時中江藤樹先生万 委細 又左衛門大に驚き今の か問 営河原市驛より滋賀郡小松驛まで送り、 ふに云 へ屢々出 入す。 飛脚の取り忘れたるにこそさて、 或時加賀の三 度飛脚大名の公会を京都へ 歸宅して行水の 即夜小 松に追ひ行きしが 爲 か 乘せ馬方さして、 X 馬具を下さんさ

0 被貨幣 しさころにして、 和邇村大字今宿の小字に榎木さいふ されど今岸岡 近江路に 某につきて聞 沿ひ岸岡某さい くも 何等傳ふるさころなし。 へるあり。 さころあり 古來羽織屋と稱して旅人宿を營み居れり。 西 近 II 路 さ山城街道さの ラ交叉 、點に榎の 老樹 口 碑に飛脚の宿り 本 あり。 此 0 地 11 古 此の家 場の なりさ 4)

藤樹先生補傳

# 〇、口碑 破薬の話に就いて

先生幼時母を懐うて止ます。 書を以 次いで風早郡字禮原、別項巻照の舊蹟に至りし時、 洲に遊びし時、同地には古來よりその傳説 はさる、こともあり。編者はかくる質問に逢ふ毎に小説的記事に過ぎざる旨を以 にして終に小學校初年級の修身科教材でして採用せらる、向もあるに至れり。されば往 り、之を母に獻じたりご。 るべきさころなしざいへごも、輕快の筆を振ひて能く先生の為人を畫出せるは頗る多となすに足る。中にいふ 聖人中の記 井弦齋著「近江聖人」は川治二十五年十月を以て世に出でたり。 存することを聞き、 て村井翁 事で吻合するを知るに至り、編者は著者が以上二者の に質疑したりしも、 また同地にては祖父徳左衞門氏や先生の叔父と傳來れることなご全く村井以の近江 特に此の一節人をして覺えず派を催さしむるもの 浪士中田長閑齋を新谷に訪ひ鞍の燻薬一貝を兵馬倥偬の間に得て單身近江に歸 答書を得る能はざりき。是に於て新谷町河内宇十郎翁にその調査を依頼 ありて、新谷にはその震樂を賣れる家もありたりどのこごなりき。 50 、闘らずも沼田某より先生十二 傳説を按排構想せるものにあらずやと考へ、 記事全く小説にして也質さしては更に取 あり、最も人口に膾炙するごころ 歳の時單身近江に歸れ てせり。偶、大正十二年秋大 々史質の有無を問合 りさの

たりしに、 ふは、 は分封當時新に設置せられたる城下にして、 恐らくは今の古町でて現在の中樞地より西に川を隔て、二三十万散 る舊家あ 大要左の如き報告を得るに至れ りつ 宿屋棄欒業の農家にして看板をも出 先生の幼時職樂を得んが為、中田長閑齋を訪はれ 一居たりとのことなれざも、 任 せる所ならん。 今はその家もな こゝに紅屋利 しとい

する口 ねとつ 1 基きて新に構想せるものなることは否むべかしさるどころとす。 皸 樂 U) 一條史實でして何等根據を有するものに あらずごいへごも、 「近江聖人」の著者が雨地に存

愛媛縣 大洲 熊 M な長 T 井 小太郎 翁曰 1 小林某は大洲藩大 坪 流 馬術 師 範 の家にして、 世 々左 0 \_\_\_ 話 to 傳

ふべ 得ざれば自由 藤树先生 しさっ 先生直 に取すること能はず。 H 小林某 ちに馬 に向 に寒 0 て日 りけ < 3 から 先生日く 馬 果して馭すること能はず。 は 別に學ばずごも取することを得べし。 否、 必ず馭することを得べし。 馬は擅 に路傍の草を食ひ荒せ 某日く、然らば試みに乗 某日〈、 然らず。 30 その 是 術 13 b 給 於 30

## 二、口碑恭敬

生馬より下りてその失言を謝

せりといふっ

見る ばざるの色あ 住 せる 削 دم il 弧 顯 1 他 补杯 井 MI 小太郎 12 100 で着 は て終に公の 11: 0) 蓋し當時先生專ら朱子學を學び、 ハンカ して円前 通路 日 1 忌むどころとなりしなら に階 に出 碑 りた て 1 れば、 月窓公は毎月 慇懃に 高く呼 禮を盪 13 日 F せ る叫び りとの 恒 聖賢の遺法を墨守しければ、 例 20 とし の聲は遠 また て必ず八幡宮 日 < くより能 先生 のこの態度に對 < ~ 御 聞えたり。 社 参あ 其の格法に拘 りけるが、 先生行列 藩 泥 公 する 藤 は 0) 近 却 樹 の迹、 つて喜 先生 づくと 0

江與右衛門は名高き者也。 鐵砲町今の村上治郎兵衞屋敷に居ける由 殿様門前を御通りの 時は早晩にても上下な着し門前に罷出 居けり

ひにして强ち朱子學尊攻の結果さのみ見るべからざるものならん。 者按するに行状に 必跪拜し拜敬ななす。」さい 「幼稚の時より領敏人に越え謹厚も亦他に異なり」 CN また會津本年譜に八歳小川に在る時の事さすさいへり。 群見さ嬉戯するの間、 郡主或は其門を過り玉 されば是れ先生幼時よりの行 へば、 先生內庭室中

今大洲藤樹會簽行藤樹先生銅像除墓式記事より轉載せり。

新知識さ稱する者、百方之な索むれごも得す。

### 一二、口碑 酒を賣る

降樹先生補傳

が如しる存 を買るや、必ず今日 () すして立去 藤樹芹院所藏先生遺 先生行所に於て どん 1 その價点置きて去るを例としたり。 32 50 先 企 經を講する間 先生 は如何 大洲 : 3 乃ち真 なる仕 1h 行備 島市 E 13 FIII 帳に左 は塩 事をなしたるかと問 40 燒酒壺破片並 1: 肝疗 指り 0 河 を真 首を て酒を賣 b 或時 て口口 に下り藤 せ 50 III る者なきを以 ひ、その仕事の を糊 識なき人來りて酒を買ひ、 4 紋付布簾二 りの作品當時使用 て、 難易によりて酒量を斟酌 枚ありつ 里人は随意 せるもの れごも神明な祭れる時、万根とりな方編者日、布藤さいふここ古限の専党な に何廉 價を拂はず、 即ち是なり 2 せり 1) 又名をも告 自ら所用 汉二

でんづわらじに蒲脛巾、知らぬお方に

酒三升、しかもその日は加茂祭。

らすっ 造家あ 幾程 またその家も今は絶えたり。 りたりつ 3 なくその人倉皇として自 先生に此の家 0) 酒を賣 5 來 まし h るなりつ その 過 同 失 家仁酒 を割 に關する先生の たり といふつ 當時 兵蹟あ 大溝 h に饗庭 12 h 3 傳 6. へきらい 兵 德 今何は ~ る渡

(附記)

大溝に俗謡わり。

池田屋庄右衞門でんこく。

家なりしなり。 先生与時 鋼黃屋山 々立街り遊び給へるこごもありして。 利 右衙門さい の三家は當時大溝城下に於ける 21 **筒関屋は馬場忠右衞門さいふ。** 此の家に藤樹先生 町人の 舊家なりし 馬場忠右衙門は當時饅頭屋を業さし、 0 真蹟ありしも、 3 いふ。〈大溝町大字勝野馬場松太郎 今は散逸だり 長濱屋は前記 くらべ饅頭さて名高がりき。 以談話 多度傳兵衙のこさにして、 口碎に糜樹

# 四、口碑分部伊賀守に謁す

滋賀縣師範學校教諭田中虎 三郎氏日〉、 口 碑に 大清浴 E 1); 部伊賀守営時英明の聲ありつ 嘗て江戸に あり

村

抵らしむ。是に於て左右大に驚き、 の図 る時。 を以てなり、 て謁見す。 して女闘を下る 大清候延見先生。接遇有」禮でいへるは即ち此 に儲るや 候大に喜び、 1(1 かくて先生 りに語 禮を厚うして先生を召す。 醉步或 子が り且つ質すに藤樹先生 治具を設けて之を迎ふ。 到 乗興を出せどっ 山 りけ 蹣跚たりし 3 1: 始めて先生の常人 欵待 か、候、 先生固 侍臣等 頗る厚く の事を以てす。侯痛く賢者の 解して 復た拒 急に輿を命ぜしむ。 時に老臣等甚だ懌ばず。 1: 終日歌を むを得ず。 應せす。 あらざるを知 虚 侍臣を派 して夜に入れ 遂に侯 るう 侍臣等言を左右 川 0) 蓋しその して促すこと再 領内にあるを知ざりしを 輿を以て先生を 田 50 剛著年譜 先生拜 禮遇の厚きに に托 JE し、 静し即 保三年 ジ りて 遂に 對 0) F S 過ぐる 小川 去ら 恥 條 3 日をトし 1-F 村に 興な あ 3 是 3

その門波 さて物語れるが聞き、極めて面白く感じたりつ 記)編者明治三十年九月二十五日藤樹先生二百五十 んこさを恐れて茲に附す。讀者之を諒せよ。 今その 大要を綴り且つ同氏の校正を經てこゝに出い 年祭の執行せられし際、 時の大講小學校長田中虎三郎氏が同地に於ける古老の談な 20 周 より 口 神に 過ぎざれごも

の間の消息を洩せるも

のなりと

る。

### 口碑 蹟

その) 撒水して唐上に火事あ 开东 Ti 樹書院支屬 1 に腰を下し 放臺を 又は足 出 1) ること約 78 3 觸 6 3 りとつ > 一間半隣 等の 蓋し寓意 事 をなさず。 地 さの境 0) の界に 南 ることなるべ 沿 ひて一奇 L 石 3 bo 兒童走卒といへごも、 傳 云 3. 藤樹 先生折 今尚相 々此 戒 の石

### 神 舊講堂の壁下 地

普通 3 被 心 7, 1 0) ば制 8 物 先 FIELD I 11: り竹を藁繩に の門人達 我等幼き頃 は て窓 多人 舊講堂に は 付 武士の子なれば、 くる T 8 遊びしことありしに、 0) なる 繩 講堂は なふことに慣れ さに 處 あらず。 々壁落ちて下地 ざれば 葭の にや、 幹を紙捻 の見えた かっ く紙捻 にて るどころ 纒 ^ 7 3 3 作 を りし 見 た h れば 3 カジ

べしご語りあひきといへり。

### ー七、口碑警

句

中江八十八の家に古來左の眞蹟 钢 験すべからず。長坐すべからず。大食は命 を傳 へたりといへごも、 の収越っ 今や散逸して唯口碑に存するのみ。

# 一八、藤樹先生大洲辭去に關する異説に就いて

大洲地方に古來左の傳説あり。

沙沙 僅 て九年を経過せりつまた盤 m せざること斯くの如し。その虚説 かに十三 Ni 契撰續 先生 0) 一成 大洲 H な高 幼童に過ぎず。 をよ 信傳卷五 # L 1/2 は 珪は元祿六巻四年七十二歳を以て逝けり。されば先生の大洲を去りし寛永十一年は 1-藩主川窓公の篤く僧盤 しかも尚得度以前の事に屬せり。されば何れ 據るに、盤珪の請 たるや固より論を俟たざるところとす。 せられて大洲に入りしは、 EE を算信せるを以て 先生心平なる能 の方面より観察するも史實に合 明暦二年にして、先生既 はざりしに山 に歿し るさつ

# れ、藤樹先生大洲鮮任の事情について

本論に愛媛縣立松山高等女學校教諭景浦直季氏の一伊線に於ける中江藤樹の数化、教育時論一〇八二ンに依れり。茲に之を謝す。

ば (1) K 12: さして改革を 大 144 も仙家老宛に 政 務 3 樹 ものあ 0) 實際 育々長下井小太 るときは直ちに切腹を申付けらるこの有様なりき。先生かへる君主の下にあ 断行せりの故に柔弱川 はすべて月窓公の裁量 し新谷族 印翁日 への御 < 収 此 に待ち な製繭 先生の辭去せられ ふるに足らざる しなりつ せるも、 月窓公は英明豪膽の君主にして能く賢才を登用し、 分封早々未だ新谷 ものう如 し當時にあつては表面上固より新谷藩臣にし きものあれば、 へも移ら 旨を含め 東し ず。 П. て暇を遺は 0 侯未 つて許可を待た 1. 若年なれ

祭 3 す 0) n せるも 來る してよる、 ご大洲 きか の子弟相率あて近江 3 豫 その決心の堅きを知 1. 3. 期 せる 1 5 7; 50 先生 の辭去については、之を藩の事情に考へて物議ありたるものとせざるべからずっ 然るに候之を不 に至り、 るべしつ 先生に從學せるのみならず、 而して先生直ちに小川村に歸らず、 問に付せら n たるは 特 別寬 侯また之を默許せるによって考ふれば 大の處置 京都 1-して、深 に滯留 せるは固より追手 く先生

## 一〇、先生の雅號に就いて

W.

主ご先生ごの間、

敢て何等の問題もあらざりしや明瞭

なりとす。

逸民 さり 内 淡 年より初 t) 13 16 を退く d) 50 さいへ Ľ b 命 1 一たび順 30 ごお ら記 命、號風車で明記 而得待於顧軒先生首經 (1) 時の文に 既軒と焼せることは 傍ら 似 ることあれば、 く所 ぼ 傅 編 其の他先哲像傳 軒となしゝより、世間流布の書多くは之を襲用すといへざも、恐らくは草書に 琢磨を周ませざも開悟の自得及びがたきにより、 1-大 より聞きて之か書きつけた 们 IF. 事或は之に基づけ 和違な 「扶桑に 人か + い翁問答序文を讀誤りて私か せり。 きも、 à) 年十月伊豫國 りけ して願軒 或は終に逆倒して先生の號に誤用するに至りしものなら ·大儒列 講筵之末云云。」といへ 按するに書經に「顧諟天之明命」と云へる語 年譜 たとひ假託に ると聞 傳等の るなるなべし。今暫らく疑を存す。また人名辭書に天君 の門下こそ云云。 に詳かなれ に遊び 37 書西江 る體にあやなして作れ 之を訪 郡中町に某氏を訪ひ傳説藤樹先生真筆を一 もせよ、 ば、 の號を掲げたれざも確證なし。惟 ひしに門下の俊秀に體 今茲に贅せず。 に作れるものなるべし。何と るもあ といひ、 先生自ら天君を以て自任す 000 また門人赤羽長 明哲の人も 藤樹 る 顧 ものに 書院 充といへる人 0 して、 祠 號 がなど思へる折から隣 に據れ 堂の は行 0) 神位 なれ 狀 るが 作 天君 ふに常省子嘗て姓名を江西文 んか。 聞 n るなるべ 檀 ば翁問 る詩 傳 如き不遜 ありて常に 0) 覽し 説け に先生歿 面 また に先生 の序に の號 よりて し 答は著者が たるに不能子書と るどころ 30 別傳 0) 一姓中江 態度 載 誤れ 然る 里に 論 後門人の祠 談 せ を取 天君 72 は に先哲護 不能叟と るもの 志 卽 7 る 3 n 5 11: 2 73

112

3 0) 1-0 す) C, 全集卷之四 3 3 七門 は 弟 -J-詩文生 序 5: 11/5 た 1112 y 3 8 0 > 容 切 省 13 す る とこ ろ 73 3 15

### 近 YI. 平: 人 0 何 號 13 就 1111 一的 11:-少此 記掛 证明 is E 11: 1= 101 一个 15 的 學不 Ste Sil 111 1 防治川

有 师: 13 す T 0 10 1E 3 0 1: 加 Ifii 强 談 CK 膝 族 1min 4 U) E h 矢 11 > 君 L 村村 矣。 樹 持 T た 格 7x 3 在 1 n すつ は 111 iI 池 -3-3 分 1 3 先 3 h 先 HI-せ 3 弟 生 2 界 る 我 8 11: 1: 0) 戶 U) VI を以 此 1: a) カラ -5-か 6 0) 1,2 は から 0) (l's) ひ、 部 汕 平 111 0 (1) TE h 1) 偶 2, 11 IS. W. 1 出等 Tr. 11 1) 外 身 拘 15 U) 邨 11/1/ 加 亚 近 文 -1-41. な 6 偏 1-(1) 13 tij 2 は先 12 il. たゆ 以 に値 1: 73 73 Hill ず 竹 宝 あ 33 與 扶 T 九島 h 0 祇 新 360 5 -11 3 祭 < 11: 3 115 人 3 稱 終に 2 10 7x ~ L 洲 13 力 し · · 郊 所 拂 不 かっ ナこ る 世 0) 1 称す 理之 5 異 [11] TY. 3 何 4 今 城 is 多 111 T 131 から 1 伙 8 lix 1-知 3 かる 店 Vh E 3 る 聖人 咨 加 な n 0) せ à) 1 所 inj T Ŀ < -6 君 5 b ~ 20 0) 1 南 筆を 12 子 2 たら -J-3 b 15 T し 8 凡 為 珍 野山 腴 35 0) あ T 深 3 此 1 情 理。古今 消 111 起 ど共 たは るに 假 聞 3 1 (i) んこ 0 0) 乏憤 は 遭 示 原 b × 144 THI T 0 き 1: T Ti. 3. 旗 す 10 书 3 歪 1-あ DR 11 東 シンン 不行 名を 夫 0 多 L L b は L n から 8 子 illi h 共 划 T 3 HI T かっ 2 期 n 114 益。成 3 TI なっ 3 0 6 面 0) 3 L いり 山山 來 すっ 思思 一 ---德化 以 0) 1-12 先 ~ ~ 12 ごも L L 3 3 4: T 加加 2 --て、 至れ 既 稱 [ii] L 7 かっ 揆。已為近江 0) 国胡 する -殁 处 笑 1 を見るべ (-7 此上之たの 都 胜 11: 文章 後 るならり 2 0 0) 傳狀 日 高 鄙 修 たく HE 0) 0 in's 凡 ~ 1 悟 外 -1-7: 他 To 2 3 1-< 0 1jil 1 0 引 あ 3 · h (i) 4: 先 とす 餘 まれ [1] Ti 6 傳 [1]] 南 0 問之道 人。所 どす。 哲 计 は せら b 10 其 1) T 年. かる 1-以 0 -爱 n 0 是に る境 終 -1-经 T +> 111 n 1 THE 御 為字内 先生 1-红 -3-その 1 じり 他。 は 0 四 12 界に EL. 九 0 TI 1: 111 Ш 4% 11:A 11 惟 13 113 133 1-人を 他 (= 夫 1) 沂 2 野 -能 陛 目 部 之理 1 iT. U) 11-3 丁,以 小 2 咦 以 3 35 1-人 加 かっ Fi. 果 版 文 尚 1 先 110 を 0 3 7 人 5 日 C' 源 聖人 生の 杉 派 か 平 牠 祖 稱 3 政 ~ 流 志 i yi 以 人 7: 0 13 27. る 43 illi かい 京 他以 はか 船 b 5 3 な 3) は TI 0) T 之志 LI 態度 徒 以 先生 4116 る 稱 3 السا 於 僅 T

絶え 湖道 紹 n は 12 (1) 0) [] 11 111 130 種 Pi ナ [14] 動 少 **者**) 111 130 りつ 1 115 1 1: 8 傅 11 1 75 3 此 (1) t U) 計 りつ 岭 す 見え 管 に於 8 111 41: 13 1 (1) 1) IF. 版 北 料 族 先 文 n 0) 福 ラル 桐 すっ 4: 是 は 膝樹 18 せ 1 U) . 南 0) 1) 村 tiL 1: が見る 落飲を 33 1 上井 诗院 政 位 3 n 3 が 念 15 6 先 先 寫 先 0) 省 3 八 しま 京 果 (an 4: たっ 3 料 F 11: に保 [治] 0) 4 (-1 載 近 初5 3 よ 逍 3 0) 1-5 1F 111 > 族 中に 居 寄 17 3 笙 す 1 T 不 1 15-6 Je 樹 購 は T 尾 附 市占 誠 0 る 加 3 4 0) 全 is 時 人 (-は 3 て之を觀 稱 は 0 0) H > 文字は學合 如きも せ 載 誤 固 して 等 紙 5 0) n 赤 生!! さら る送 す て、 よ 南 研 16 友 h h 0 爱 傅 究 3 筀 b 5 12 所 500 眞 偽 全紙 17 减 臟 2 蹟 3 3 資 3 京森 こころ 3 櫃 4.3 料 1 制 作 华 なっ 5 办 不 0) 係 初 爱 1-~ 义 截 る 2 知 n 0 -稱 は半 屬 甄 3 書翰 1-自 12 1 0) 不 2 3 外 呼 たった 3 7 志 井 す 别 す ろ 0) さして \_\_\_ 上通 3 實 截 行 重 3 1= 3 0) ること > 文の 0 若 中 贅 間 山 大 在 夏 0 3 1-3 來 容 U) -泰 1 73 1b 0) 0 0 用 如 ては あ 先 < 問 博 混 3 易なら 3 か 如 L 3 おら 3 から 許多 4 h 7 は 3 士 入 0) h うちの 數行 中江 0) せ 0 0) れたれ 一あ 書 是等 論 あ 3 所 る 73 12 い 2 与右 古 藏 3 3 る は 0) 3 五百 づ 署し惟 署名 所 大文字を 3 1-書 n 寫 來 1-0) ~ さる L 以 护 衙門 真 係 3 幅 3 à 本 蹟 な 見 是等 2 せ 6 0 3 あ 0 惟 命 と署名し、 ずの 中 主 5 3 如 3 5 b 3 または とす。 書し もの 0) 37 0 忠 ん 1 0) 命 3 . 3 編 部 傳 は 信 愿 すら 今その 落 或 說 間 5 者 1= 云 愿 按ず 不能 坊 験を 温 は は あ R 門 不能 詩 その 極 問 す 固 b 0) かっ 生 押 る 子 文 め 流 T 如 transd H 3 7 自 多く 1-些の -布 捺 3 例 季 3 3 身 古 稀 多 な 見 誠 0) U) 在 せ 0 の文 文字 書意 また 學( 來 1b 3 疑 3 地 73 氏 門 先 7 3 1 0 間 j 3 0 3 文字 生 家 編 て落 n F 1= 0) b To ~ 定 3 ば 0) 至 1 南 3 1-3 諸 欸 書 孔 真 9 江 カコ 傳 挾 6 あ 0 0 水 ますず て近 氏 等 7 原 る 等 此 カジ 3

this 2 h R 1: 知 111-1-行う (1) 智 軸 經 13 3 とうし NE 假 7 カラ 名 FI 0 書 H 先 4: 3 加商 流 0) 順 0) 學 詣 者 1-冊 3 0 1 13 5 孝を以 7 7 將 聊 管 7 72 學 1-1 見 問 30 木 派 陽 0 骨 Si 明 學 3 道 3 德 開 ろ 加 0) 全 3 あ 體 5 て、 3 h とす。 73 質 せ 3 先 無 先 生 カコ づ 至 3 在 聖 ~: b かっ 文 7 3 宣 3 は --是 3 0

TIS 6 儀 計 せ 73 10 规 以 な 15 0 13 7: 12 8 りつ T -林 洪 Ti 1E る 70 澂 Vii. 初 0 法 12 3 (1) 企 35 とに -[. 0) 1: 切 15 佛 北 1 fre 43 かっ 子子 H 書之 17. 1,0 6 b 111-30 学 1 11: 16 せ -1: 1111 制上 ----1 站 0 して 不高 3 1-して 松 小 4 化だち 11: 3 1. te 傳 10 縣 3 先 Illi Y' 173 3 (= 12 (1) 1 して 173 は よ 時 殆 狀 2 140 11: 胍 1: 不 nil. ائد 6 1 1) > T 100 概 111 -3 3 得 13 道 今 1.5 1, L は JE 族 h 6, 2 111) 个 个 排 T 30.0 PASS 11 JU. 粉 دمد T 月花 1) 1 1 村村 か 1 3 15 3 どす。 11 1 15-知 1 餘 但 僅 抓 liz 1 文 Hill U) 加 村 1 13 3 見す 略 15--TIT: 1 -7 3) 質 U) かい 10 1 TI 珍 0 太 (-11 43 根 3 13 す 13 11t, 1-1 1: ---1-想見する 今 3 0 3 身清 3 1-申请 るこ 1) 木 -Till! 坳 3 1: 12 12 PH 11.1 111 ل الرا 鄉 州山 出 難 311 0 0 米点 学行 (i) :) H 1 · : 計 とか C, 洲片 和 13 您 1 傳 +> 1) 7) -7: 7)3 \$2 THIL 原 朱 了次 及 C, 7) E 5 0 1: 3 及 升手 73 福 -5-3 は 12 20 得 3,0 2 CK U 報 7: 0 部 2 60 3 Lir 75 #1 (1) 0) \$2 CX 0) 诗 W. E. 振 振 丁 73 つ 0) 卦 13 7: 3 3 图 . ( II.F べし。先生 假 11 す 文 假 15 100 か 1-1-3 的 - 1-1) \$2 相 U) 化 片 ころ 0 大 2 蓮 3 3 名 17: 思 狀 1 4, 0 - 4 13/2 (-0 小分 か 減 他 て、 沟 此 10 想 3 女 (1) 60 於 じ) 枚 4.1 12 ili 足 先 T 施 は かっ 0) (1) U) 1) J) 10 門 11: 先生 H免 13 計 は 少か 1 帕 尤 11.1 平 致 4 せ 3 存 3 红 6 J 敬 八 111 i) 13 3 1 一大 70 11: 11. 苦 义 15 8 す 山門 50 义 送 们们 なっ 7: 思 積 U) 12 ( H 10 j11 THI カラ 11 te 13 學 作 75 15 -5-悌 6 深 たこ 41: 列 思 極 的 L 15 .1: 2 -1-こしい 1-H 隨 奥な 75 文 ブル uL! 想 THILI ナこ 119 給 せ (h 巡 (T) 學よ を 送 75 2 12 H 3 2 15 0) 1 3 而 儿 \$2 111 至 潮足 1--0) 3 11: T ひ先 YES STE 3 如 0) 3 ini 3 it Iri 豫 图 哲 志 31/4 ふつ 3 T 光气 7. 1) 113 は 1) [44] 大 75 目 -大學者。同 漢 政 片 到! 近 4: Tall. b 1-D 0) 11 当情 小山 は 濃厚 先生 此次 以 文 13. 太 な [1]] 别 Bli 10 如 U) 心 J) 6 浪 T )jith - 3. 11: 邮 究 野に Wi 15-\$2 近. 111 U) \$2 1/4 37 消 古 ば、 小: ini 消 な から 1-11)] せ 14 出 ナ は 0) Ti-4= U) 制 13 參 1 形 斷 1-四 献 4 1) 13 蒙註· 如 17. 1= 改造家。 収な pli 拜 果 0) 是 餘 1-非 加 から せん 1 片 [11] かっ 13 3 計 門 家 1-念 よ 偲 すっ 1 2 U) 3 かっ 1-1) 詩 ごか [1] 依 な な Fi. b ば T 0) 75 人 紙 70 HIJ 解 4:1º 3 (i) 風 末 所 b 14: L 3 知 かっ かっ (= 3 3 3) 乏 角星 验 学 pi T b む 13 0 3 拉 3 0) 6, -俗 北 3 終 11. 1: C Bis 武 3 什: 1 肝 10-篇 ( 以 3 4: 713 文 不 2 好 17-BIL Aling 1) 70 あ 角华 HI 0 图 H T 3 Fi 資料 h か to U) 必 味 7,2 車下 7) 14 德圖 信 先 - 1.0 il 作 得 讀 [[]] 修 片 1 於 た 先 か 車由 原 4: 111 T 5 歪 U) 破 過 20 則 仰 17 2, ~ 0 1 情 し 4 3 文 せら 確 11: 1-H 114 沙 h T 0 さ fu] 等 C, 購 計 資 集 旅 C. 1, 3 大 Y 世 カン 所 ALL 洲 3 n 0 教 ifij n 12 114 肝持 III

3) 0) 15 完本 EAL 1 1 何 111 2 [4] しては 1 謹 0) 3 笙 盛 TI 7: 込 1-火 75 143 14 文字 す 1: に原 3 7. 뱄 3 TE 6. 籍 潑剌 1 之に T 1 20 3 さ L 1 て、 数を 3 筆 2 何れ 势 誠 0 表 3 せ りつ 計 3 は 紙 先生 完 解 (-先生 18 全 部 施 1 0) せ 人 保 0) 3 せ 3 晚 存 中 せら 庸 為 年 に於け 0 0) 5 を證 n 1-字 12 は L 3 る 先 7 圓 晚 は 餘 喜 生 熟 年 南 せ 3: 0 0 眞筆 思 3 ~ h し 0 經 想 また な 解 1: また熟 b は 屬 すっ 别 3 之によりて窺 すつ 1 話 中 以 庸 角华 數 E 第 紙 0) 章 ふことを得 南 以 b F は 先生 0 解

-\$ 2 1 3 111 3 到E 7 - 5-1.1 北 置 11-唯 13 2 して 此 III -5-じり 3) に送 珍 -- 4 ゑて見 I 紙を存 す n 3 3 よ花の 送行 に足 するの るの 0 そだ みつ 和 歌 12 2 あ Da 0) h 里 他 0 8 熟 なし心 は 五百 解 平 假 0 かっ 後に附記 名を らこそ 用 U 身は せ る は 5 五首 片 B 假 0 名 け を用 詠 れと 草 南 2 50 7 0 古 面 白 歌 5 3 短 づ 對 n # 照 3 あ 先生 多 h な 先 0) せ 60 和 生 歌 0 短 藤

1

例

す

13

川

fili.

150

711

記

L

-

簡

單

73

3

3

3

7

4 拘 i, 0) [31] す 質 小 之 13 此 75 銷 生活 表裝 挺 龙 し家 振 2 實 想 像 hii 3 1 3 T 得 出 七兵に 重襲 1. < せ 50 10 IIII < L 以 7 n て後 3 書通 A 0) とは 0 如 37 如 何 は 5 に景 ik つ 難 n 仰 3 1-遭 反 せ 3 0 古 カコ 72 0 裏に 多 3 察す 3 識 0) 3 る 3 1-見 n 足 え た る 3 燒 8 ~ 痕 0 1 數 L 5 て、 所 南 る 以 7

他 n 划值 格 先生 75 3 態じ 30 四月 簱 0) 0) FI 7 徐 (= 知 3. 揮尼 技 さし 足 印 せ 3 雙修 6 ては黄 1 1 1: JII 3 ました 云《)行· な Ji. 良口與 鳥の 75 b 3 畫套 慎 0) 73 獨 1 ・(太 3 5 あ h n 1 < 0 虚 12 廖廓 3 大洲 倚 通 松 ال 施 1-皇 善 1-3 書 す 與 帝 云 0) ~: ヤ 一口 5 由 誠 緒 n 薫 意 12 2 香 る 離 (誠 3 者本 書は と云 ~: かっ 心之實惠 先生の 5 ~ 2 る 3 る 茶事 相 8 云々 俟 0 1-3 2 造 7 L 0 先 記 如 7 生 3 南 世 は ( 0) h 風 5 知 雅 -5 づ 的 3 る n 0 to 生 8 活 物 人 2 0) 0

りつ 問 13 妆 す 6 44 す 光 hill ili 笙 1.3 品音 流 賜 は 楷 1: 诗 T 1 潑 帅 刺 書 って大に 12 90 その 兩者 相 趣 俟 多 つて、 異 1 先 殆 ご別 生 0 人 人 3 0) 為 如 b 3 油 感 然とし 南 30 7 楷 顯 書 は 13 謹 る 嚴 > F 1-覺 7 10 る 黑片 な

附記 THE INC. 文學 盡日東之華 第四卷第八號第九號 昭 和三年八月號九月號 所載直 林生 氏の中 江藤樹 先生の遺墨研究に就て」の論文は 般 147

藤

今後更に此等版本中にあるものが果して真臓なりや否やな討究し、然る後それらに闘する意見な發表する所もらんことが期で、 真蹟なりを訓はる。 1, なそのま、信じて評論したる嫌あれごも、 網者の未見に属する版本中にあるも、数多な成せられ 1: 4:1

# 二三、藤樹先生の國家的精神に就いて

せりつ 篇 冬 門 。 詩 権崇拜は當時 n 拜 T 六合之内ごと云へる文字で相通するところあるも亦奇ならずや。また門人淵間 < 12 想とせる大人 mit 4 伊勢 は詩 は、 域 せずんばあるべからずご、詩を賦 太神宮の文字をば別に行を提して謹書せるが如きあり。またその詩は日本書紀卷 るものさ見 れなきことを述 市中 我 7: 是祖 今その から 敬神思想。年譜寬永十八年先生三十四歲 [1]] を賦 神宮に参拜し から るこご 國 3 國 神道の数さは異同あ 5 0) し易卦 天 るを至當さなす。殊にその詩の序に於て太神宮宮の太の字の上を空白にし詩の 格 學者 要を厚ぐ 御偉業を以て之を議皇 を仰いで、先生深 11/3 ~ 神明に對して深く敬虔の念を拂へ るは我が惟神の道に於て謂 者を捉へ來りて之に 大 ... によりて竹生島その の迷想にして獨り先生をのみ斧むべきにあらず。 Hije て後下るべしざい 0) れば、 小川 御 神中 U) 德 先生お 神社に話でては「天下泰平大道興隆」を新 く神明を尊崇して敬欽をなすこご至れりと云へるが如きあ ることなして説破 稱 1 もへ の業 挺 奉り して誠恐誠惶謹 U, し奉りたるものに 物の精神を以 らく 1: て光華孝 比しを ふごころの 巻五二五丁その 太神宮 るものなることを立識して除 の條によれば、夏二三子を伴ひ伊勢神宮に詣拜せることを 12 して六合を照臨し冥助を垂れ給は 德絲無 て神 3 んで其の所 肺 が如きは、固 は吾が朝 他菅廟に題しては儒 明さは大に趣を異にするもの 明なりと断じ、 L 窮さ て、我が いひ之を犠皇の業に比し奉り、 懷少述 開 より失當の 寧ろ此は先生が儒者の立場より の元前 皇太神宮に對して無上の貧敬 ~ 原 5 以て神礼 せら 73 たりの 50 か n 道 Ш 甚しきものなり 100 たりつ 0 の江戸に下らんとするや、 日 に辨財 興起を 一に一此子 唯こゝに注意すべきは、先 今その詩 本に生る んこさを祈願 行狀 あ 天 亦 ること是れなり。 りつ此等の 6. を祀 0) 光華 給何 (1) 著者 1 3 どい 大意を略述す 32 竹生島に遊び 進んで聖人の [1] し奉 な るこさのい に於て同 彩昭高徹 捧げら 自己の ごる。 たび 本朝は 例は先 於 III. 1 1

ち宇宙 確認 する 清 4: 宰者にして、また否 ること既 るものに を否定する能はず。吾人が此の偉大なる力を認識し得るは、 0) 生の 1 12 1 先生 神地 3 翁問答その他に於て神明または神道の文字を多く よりて支配せらる 13 Mills 1-島上 して、藤樹先生に在 航 11)] 水 皇上帝の 加 字街 0) 3 ことは明 水 與 我 國 帝即ち宇宙 4 0 から 所 (T) 神记 原につき言 1 72 図 に於 る思想の中 神 下に天神地 產 る 111 々の始祖 0) 1-べては、 なりとすっ ところ 神 あ を含まずとすれば、 くも 0) 明 5 本 さる 0 1 III つては此の偉大なる人格的の力即ち原始儒教に於ける天、若くは皇上帝 體を斥 天神 な 12 0) 對 せられたるさころはなけれざも、 には、我 祇ましく~て皇上帝の命を受けて化育を司らる」ものとなせり。 30 50 神 如 1 し 地 阴月 朋 由 されば吾 かっ 祇 あ が國神道の神を含むものなりや否やこの疑問起る。惟 一來吾人 此の に神として崇拜し、 b もまた皇上 とは 神道 我が 如く考 は宇宙間に吾人人類を超 先生 々人類は 3 國 6 ~ 帝 へるは 0 0 宇 來るときは先生の 神 0) 宙 盡 使用 明 所 儒 は 產 < 觀 せら 此 道 沛 なりと断定せざるを得ずっ 神さして指拜し、 に於て是認 やがて宗教の人生に缺くべ 祇 の皇上帝 のことを 宇宙の森羅萬象盡く皇上帝 れたることあ 0 外に立た 越し 神 0) い 所產 ~ 明 得べ たる る ح > 神とし 1: な きも せらる n 5 50 さかい して、 ~ 種偉 る思想中 0 而し T な インとと 先生 多人 大 吾々 祈 る カコ な て皇上 願 ~: の運命 の分身 る力の存 の場合その きか、 ふに らざる 我 0 せる史實 なる。 か 市申 先生 帝 或 是に於て藤 阴 變化 所以 は 如 2 もまた皇上 字 皇上 は す 神 0) 0) 何 も 存在 なりと 我 存 るこ 明 帝 物 る 0 明 在 IIII かぎ 主 國 語 3 卽 思 樹 20 せ

Ti に在 て門人に T Eni 1: 先生の IL 1.1 戲言 て外 孔 多 志 寫 1-夫 して曰く、「我學を講ずる所、 1) せりつ 子の道を興 7 道なしてし、孜々として講學に從事し、子弟の教育に渾身の努力を拂 旅 行狀に日 U て日 日 < < く、「此の道 して理想の天下を現出せんとせられ 先生平 先生斯 ·日道 文の の任 に任 誰 興起を以て自ら任とす。 國 す カコ 土のために永久萬壽 3 あ の重き、 る。嗚呼無哉。」と云ひて瞑目 臨終 の時といへごも尚 72 3 を祈るが如し、」でっ 論ずる所時を憂 ものに して、 せり。事 その 道 12 へ世 0) 一狀 手段 n 傳 は 12 竊 to 0 30 らさ 著者 方法 か 救 کر 0 考 るを以て憂 は 3 1-此 至 意多 2 h 0 るに先生 病革 ては 事 多 3 る 149

73

500

なる

カコ

先師 之を数きて、一例 ことは窺知 君子の天下を思召ことは父子の 天下泰平。大道興隆。時和年豐。民安物阜。」と祈願 に成 の道我 は続に 0) するに難からざる 代に不成ば二代になりごも三代になり 所希也 如 しつこう 1 ば長子虎之助を失ふさもその っ是先師の志願なれば也 岡山宗教鉄 また門下有為 親みよりも U) 1-间 1 3 3 Jil せりどい 爱 カコ 派 しつ は 20 叔 さも五十年百年の 此 卷二、六丁 あ 9) その りつ 20 如〈 帯て 他既に識 以て先生の ならじっ 莊子を讀 せるが如く bo間 後 とい 志が常に になりとも興起し、天下家ごとに和 みて 山は TE. たりつ また 见力 我が國家與 、先生小川の神社に詣でて、 或 淵 川宁 岡山 左の如くいへ 1) は之を評して、 の上にありし りつ 先生は 50

b

以 30 自ら卑しめて東夷または夷 3 0 1: 3 は 載するど と考へられ もまた他 免れ 東夷 T 在 いへるどころ二 们 自 > りてこの 我か國 2 13 あ 13 3. 50 5 る ろ 1) ろ 平 1E 110 川 を たりどの登 ~ 此 を なけ 以 他 il. 称 书 人 H ど自 T 0) 0) Y せ るびす」と稱せられ なりつ 著書には全く FIL [1] 75 n ですさい 17 ば、 1F. じく 所 3 は 一左となすに足るべ 南 せ 先 U) 50 我が 惟 11: あ 此 る事質 ふに此 は先生偶然の 7,15 ることな ご稱したるこどあれ 前提を許すものとすれ 此のゑびす國 國を夷さ考へら 中華景 で兩立するを得 なし。また翁問答下卷之本に「聖人は 0) ili. 罪の L か、 はまた公 弊に陷 雕 失言と見做 ないか なる語 否 然れ 問答 22 カン 0 間 3. ごも、先生は常 n L ごも此 ば、 當時 今 3 るを如 もの の中には 上窓之本に「もろこしにもゑびす國 すを可とす。 3 0) とも の信 7x H 0 なりつ 質に物 水 0) 177 (5) 1,1 者多くは 云ひ得べ 國 接 は先生が (1) 3 1: 何さな ili. には 1-然らざ 日 に生 8 n 本本 支那の し 我が國をも含むことなるべければ、先生 0) 3 もろこしにならでは 8 1-12 聖人たら n られ ば、 0) 然れ して、 れば先生の思想は 朝·我 1 文化に眩惑するの 若し此 te 50 して之を反 その る先 んどの志を立て聖學を與 ち から 朝等 かっ 他 11: 0) > 1 の學は 0) Fil. 3 O) B 等音 N'S 0) うまれ 用 文字を用ひ、 1 一人: 示 寸 [31] 々この四頁、一〇五頁 すが 徐 1: は n る矛盾 6 は 唯 至 たまは 意 我が 如 小小 りて 光 < 我 すっと 1 -は 答 F 3 1 夷また カジ 近に 失ふ ろこ 欧 す 10 0)

4: は天竺に對 しては 明か に戏図 とス ひ、「終に聖人一 人も国でたまはず。一本全集第三三云はれたれ かいかい

多くの儒者に比しては先生は確か 如 こ是を以て神道第一之國 多 11: き是れ 11 子稀に候 き事な 本に か ついては支那と對 1 30 りつされ 若くは僻地 天照 は先生の學統を忠實に繼承せる淵 皇太神 云々の」との岡山の此の言 故 等の地位 かっ 1 0 夷さいはず。然れごも に日本的精 御神徳を犠皇 に置いて考へられ 神を抱き、 は恐らく先生晩 に比し 區 添れ し節もあるなり。 山は實に左の言をなせり。 天照皇太神まします事、 我が國を支那に次いで優秀なる國と考へ るか 年の 如き 思想を發揮 或 は聖人 其は前 神 記 せるものならん。 道 吾葦原の大唐に 太 0 日く「前略 教と 神宮参拜の詩に於て 並 ベ解 例 せら B ば日本 られし事 されば他 n 不,愧 3

# 二四、藤樹先生の佛教に對する態度に就いて

さ思

13

る

高

弟熊澤蕃山

から

大いに日

本的精

肺

を

發揮し

たるも偶然に

あらざるなり。

樹 先生 ちそ の佛教 0) ーは 1 翁問答著作 對 L 7 取 時 5 代に n 72 る態度に てその二 ついて は鑑草著作 は、 便宜 時代なりどす。 上 之を二つの 時代に分ちて觀察することを得

して るさ なが 38 111-\$2 ľ, 界を外 7144 < ては ılı 先 0) ることを 翁問答著作 大人格 カラ 111 111-又質 佛 に求 松石 0 界を建 b を吹す 開 致 iiit. 努力を排 1-少具へ近江 時代。 to 小店 せ 50 設せん 0) 對 3 0) 道 E 8 1 3 は ブシ -3 此 年譜 0 得ざ 沂棒 0) 理人とし どする 入ら なるを以 n O) 時 によれ 12 3 るが 3 18 代 à) h に出 孔 加 とす に於ては先生 3 て世 如 夫 7 ば寛永十七 ^ ~ 勢ひ厭 5 < 子 3 < To 0 3 72 人の景仰を受くること淺か れたるは 先生は 道 3 或はまた 0 1 世 3 庚辰 一は佛教 は全 主義 とを L て親子 士 夙に大志を 先生 年先生三 < 知 さして儒 1-らさ 正 1-陷り易く に当 反對に立つも 夫 對 して破 る 婦 抱き、 學者 L 0 ~ 十三歲秋豫陽同志 カコ 關係を基調 て非 、親子夫婦の らず。 邪 難 顯 般の傳 らざり 聖學 E 0 0) と調 惟 聲 を本邦に を主 統的 し先 を發 として人倫 3. 緣 に佛教 は 3 を絶ち、 する 精 生 1, 0 ざるべ 神に カジ 7 求めに依りて翁問 興起するを以 攻擊 に在 C 佛 支配 からず。 を正 0) 人間生活を營まず、出 教 的 りては 3 せら あ を攻撃 態度 し現實の る 昔盂 主 て自己 n を ~ し せら とし た 取 社 答 3 子 30 から 會 3 n を 7 0 著は 理 12 任 0 カコ 想 h 知 な

151

41

6

た

3

所

以

b

3

25 20 12 ~ カコ 13 6 13 180 以 是れ 先 7 2 7)5 111 (J) 豫 数 育 [pi] 100 0) (1) ---Yifti 為 さし 8) 小人 て一門 [3] 外 生 147 评 をして 3 る 佛 1-被 際 0) IF. 1 T 学之 特 とりに す 佛 15/2 15 ( -か 5 10 3 - [ 70 II. H 1) 111 FIF 100 5 LI 得 1,0 111 17 15

30 付 7 加 3 12 迦不 2, 4 3 101 [H] 1: する 13 孔 神 巡 3 7) 5 < -5-1-大人 する ろ、 か 1 如日 H 7 迦 亦 111 1) 佛 格者 外 1-1 理 FII! 183 华人 是れ 者たた 1 -否 111 以 如外 T 道 1 1-U) な 作 SI: 對 13 6. 75 ---まった に立場 きに 1 に於 省 以てす へざも ていい 2 3 どころ 1: あ はよ T 5 佛菩 1 ること 儒 2 0) 誰 す 41 里 かい 聖人を以 1: 90 H 降 3 な か 0 能 N. 90 理 計 る 就 は 3 想 70 て一種 す あ 31] 1-111 挑 1, どすれ 合致 6 ろ 10 imi; ひて以て之を讃 す。 せられ な 3 釋 りつ 4 训 0) は、 さる 故 は か に先生 ざり 東 6 Ifi 3 んやつ 之を中行 來 iF. に於 しが 平 0) だす は之を聖 13 人 孔 3 然るに先生が 1) 如 るを許 夫 きっ を得たる聖人 6. 13 稻 - -3. 1) 人 稱 大 災當にら なる 3 3 道 分完 さると を信 して崇敬する は 儒 华人 大 ざる 1 1 11茶 教 つぐべ [1] とせ 3 に於 格 樣 答 か。 7. 3 11 (1) き地 6 學者 to -1. して 版 理 から 得 想 73 1% すつ 13 0) TE 111-31: に在 X 既に儒學 3 人 (1) 此 30 格 な 温 す) 以 以 13 は 611 5 Ti 佛 狂 T -7. K 遇 に於一 弘 12 C. -排 せら 2 1

する 於 0 る 所 て現 19 使 0) 命 か カラ 13 111-3 如 3 自 を肝 都在 佛 3 18 開 稱 行 ite あ 斷 1 状 (-6 18 せ 3 す 1-20 7 對 用 して 意 先 寫 3 3 U 思 1: 雖 な す 用 川 想 隨 3 計 に於て 存す 之が 分 05 0 (= 激 あ 於 を 為 n る る T 烈なる 90 を以 も窓 12 1 1-僧 る 至 て、 就 勉を 唯 侶 か b 50 共 12 論 0 終に 息 非 を 0) b J 5 75 所 行 固 末流 n 論 10 よ 3 せ 50 默認 b 3 0 n 徐 ば h 斯 1-然れ 先 至 h 古 ( 1= 0 b 1 ) 4: 1 t 游 き理 ごち どは、 加 は 17 省 は 53 は 北岸 釋 秤 ( ] 111 過ぎ皮 (no 隨 迦り 1= か 迦 教 於 處 逆 1-1) 人 1-之な 肉 泥 於 格 Dist. 3 や倫 ても 僧 1-1-1-131. 铝 精 三川 對 常を \$2 口 末流 (T) 23 1 3 1 ては 如 3 を遺 て人生 な IE. 1-1-深く H 得 L 0 りて 他 4 非 1 どか 敬意 4: 教 行 は TP ili 0 す 谷 組 指 70 胜 (5) 顶 衣 17 1 持 1: 抽 30 共 な 教 1 以 -0 沙 (1) 沙 111 て自己 你不 7, 趣 とう 1/2 1 III 进

翁問答改正篇序に曰く、

先

一 H かかっ U) F 3 1 di 佛 を論 す るどころ のことき、 今これ 12 讀 に精常 を得 3 る事や党ふっ

なる資料さし T にだに示されざりしが、 忽述 Hij して先生 後 たるところは先生自ら精當ならずと言明 また洩 T は問答を改正 参考に n て刊行 供すべ 計らずも梓人の手に洩 せら せんと欲 きの n 72 み。 るを以 せら その て門人等止むなく n 如 たるも病 何 なる n せら て刊 程度 の為に果されざり 行せらるゝに至り、先生大に驚きて之を破られ 12 まで修 るも 校定 L 0 な て世 Œ せら るを以て唯先生 1-きっかいる次第なりしを以て弘く門 るべ 出したるものなり。然れば本 きも 0 73 の る 思想經 かっ は、 過の 固より 觀 察 12 E 條 明 60 重 かっ 要

5

そうも

次に述

兴

るどころによりてその幾分

は

之を

窺

U

知る

を得

~

至り U 致する る手段 ぐれば、 < 方便 は、 せ 加 70 カジ に常問 L ナこ ては 如 3 12 彼此互 3 h は ところあ 方法 きは問 3 0) n 合 致 過ぎずし 首 致 8 12 R 明か を著 0 2 [1]] b するも 知 1-過ぎざる より儒學立 作 か 德 人胸 3 る 相融合するところあるを看取すべ 時 3 是 佛 て質は を見 邢 述 代。 中有一箇 學 n 0) せ 8 14: ふは 聖人 1-5 拘 73 なり。 3 0 前 らず 50 n 近 四字となし、 心の 心の ~ 教 條に於て略 カン 天 し n 12 0 聖人」といへ ば第 修養 苦腦 5 3 0) されば先生は翁問答に於ては佛教 若し暫 趣旨と相容 3 3 また佛教に於ては地獄極樂の説 如 鑑草に 3 間 き仁 を先に を脱して安樂の狀態に住せん 期 B U 1 述 37 心よ 1-を 萬物 於て せ 儒 ると佛教に於て一切 於け 恐 寬 し以て真 と云ひ れず。 る 永 b は n ---から 體の る + 翻然とし 5 流 如 先生 七年 出 n 佛 3 < 心 八樂の境 し 72 1 とい 親子 れご此はその 90 冬王 を中 0) 72 佛 3 てその 夫 殊に ふ見地を離れ 教 盖 に住せ 龍 8 心 婦 1: 溪 3 0 陽明學に於て然 0 衆生悉有。佛性」と云 して 先生 態度 對 語 1 緣 する 録 根 1h から を立て死後 to 0) 婦 を を て、 對 3 為なり。 本 絶ちて人倫を顧 態度 佛 する 得て之を讀 人 改 1 思想 て虚 て侃 教 0 8 は之を二つ 點 守 良 8 1 心 1= 之を儒 對 0) る 知 々諤 りと 0 坦 あ 0 9 安 私 - (" を示 1-懐に 5 き道 る なす。 3 穩 心 K 1 へるとは ず 思 すに婦 學に比 な 0 て、 を求 その して みず、 きを 0 想 につき懇 論 方 る 庫 儒 李 今 根 2 颜 面 女子の を張 較する その根 觀 試 佛 本義 人間 る 0 化 よ る 兩 3 み 理 中 ~" 切 h は 生 h 者 0 想 觀 此 耳 に明 な その 活 川 柢 に達 つい 一個 察す 應 0 根 に於て相 n を度外に置 頃 1-Œ でもい T n 本 明 せ る 語 考察す 12 面 德 例 h 30 を問 を る佛 攻 想 と云 を 示 とす 此 舉 153

るに 原行また悉く否が儒教中に包まる。 1 先生の 過ぎす。則ち何ぞ否が儒全體の数を含てゝ別に之を求めんや云々。」原漢さ云へるもの即ち是れなり。 即ちその一は佛教 母堂佛学を信す。 0) 原品流 先生一日之が為に佛書を講ず。出でて諸生に言て日 く我が儒致中に包含せらるものとせること是れなり。事状に 彼の教若し好意志ありて之を學ぶも亦可なり。 なりの 年譜に曰く く、某項目佛書を見 彼北亦此 0) 心を明 E ろ かっ

の學背一貫の中を離れず、唯精粗大小あるのみ。達人何ぞ其言語 二は教説の方法でして便宜上暫く佛語を假用せるこご是れ 卧 の第二の場合は多くは婦人の教育に用ひられたるを見る。即ち春風・鑑草を始め書翰集 を以て其 並牛原氏の老 語を問継するの りに聞み一 FIL を問難して其外にせざることを示し皆太虚一貫の道を悟らしめんことを欲するものなりこと。此 はにおくれ 言の添加すべきこどあり。 世を憫れむの深きことを見る。如何こなれば聖人一貫の學、本太虚を以て準則とす。老 る書通 0) 如きは、 先生 即ち是れ の背通凡そ百餘通 なりつ を忌んや。且つ當時佛を學ぶの徒多し、是 載 せて 0 書翰集 言を發 した にあ 30 るも に於ては 0) 多くは 南 E 3 る 川真良の を見ず。以 晚 红 佛

係 先生 30 晚 ilii 年の思想の如何なる して佛教 [ する所説散見しつゝ一言牛句も佛教に對して非議 ものなりしか は之を想像するに難からず。

### 五、 藤樹先 生に闘 する諸子の評論

T

### 門弟 0 觀 12 る 藤 樹 先生

五年 命 は生付て びたらましかば、 Sec 質に社 -5-(1) 學も至所に至べき所ありし 風 立) 50 德業 を備 1 たる所あ なりつ る人なりきつ 學は未 、集義外背卷六、十二丁 るもあ

[Xi Ill

吾 樹先生は扶桑古今之一君子。勿論私言事にあらず。默識心道云々。(岡山先生宗教錄卷一、

利子ご稱し中候。(同山先生示教終卷三、五丁) 然るに郷州僻地に藤樹先生出世ましまし候。他人嘲り可」申候哉。藤樹末葉の者共に至而は扶桑古今の一

師たる處文にあらずして徳にあり。 世に至て神明で仰ぎ貸ばんて 且學者用力下手の質地を開示し、聖學の蘊奥を指揮し玉ふ事易簡直截なり。可謂千載不傳の緒を繼人也と。后 、略)こうに我藤樹先生直に神聖の至道を發明して、上古神人の遺志を繼、遠くは異朝聖人の學脈を自得 疑なし。(中略)又云、歩師博學多才の力にて其道を得玉ふか。 學術の要も又文にあらずして自得にあり。(岡山先生示教録卷六、十一丁) 師の日、先師 の先

りとなり。 **先師の學は潜籠也。時のいたらざるを以て、身を江西にひそめて此道を後世にのこさん事をのみ心さし給** (二見直養芳翰集下別錄藤樹先師學術旨趣大略,本全集卷之四十二第一三頁)

Yi 質師 の日、藤樹は純一無難にまします。我等が受用は、しざろもざろ也。 (松本以休先生示教錄、五丁)

不人の及ぶべきものに非す。○扶桑古今一君子。○天下儒佛共に目を醒まし自ら聖學の宗とす。 西川季格

1111 (集發和釋顯 非 〇氣質聰

學統繼承者の觀たる藤樹先生。

草立の君子。(藤樹先生

絕無僅有之君子。 (族樹先生事狀

石河氏

停 本朝藤樹先生は三代以來明 聞く。 藤樹先生は和朝の一君子也。(藤樹先生學術定論) 朝までの諸儒 の単域蘊 奥を精く考へ玉ひて、新に聖門の學術を興起し玉ふ。○

木村勝

藤樹を中江与右衛門殿と云人と思ふ故信おこりがたし。藤樹は神明なりと木村翁被」仰候。(松本以休先生示教録)

樹 先 生 補 傳

I

三宅石花

藤樹先生常慕明道陽明。而優及之。《戊子歲旦詩跋》學不、同、道者稱。生不、同、時者望。《藤樹先生書簡雜著序文》

三輪執濟

本邦の王文成公。(拔本塞源論私抄序)

徳景く學正しうして實に本邦道學の淵源たりつ(藤樹先生全書序)

大鹽中齋

我邦姚江開宗也。(洗心洞劄記

今如。藤樹超然獨與。孟子所,謂豪傑之士。非耶。 (春日潜遊遺稿)春日潛遊

山崎天遊

千聖一滴之真血脈。方待,先生,而始傳。(祭文)

三島毅

淡海聖人。不負名。(詩)

異學者の觀たる藤樹先生

奥田士亨

日月德比隆。(書院日記詩)

安原霖寰

三代以上人物。(薩樹書院記

佐善元益

大賢と可い中候。(大儒列傳)

**吾無得而問然。**(近世叢語)

藤樹先生德業之懿。無以尚焉。 中井積善 (平田氏殿幅跋)

室鳩巢

百年來人の間然せざるは、 只藤樹 一人也。 (斯文源流)

河口子深

世之を近江の聖人と稱す。 (斯文源流)

路家頭齋

世に關西の孔子と云。(論典)

賴杏坪

江西千古一名賢。〈藤樹先生景墓錄

尼藤二州

族樹之德。 近世 無,匹。(静寄文集)

山鹿素水

古之所。問隱君子 平。 (跋原謹以邇言餞熊澤氏之行)

天資減質。而叫 楠本碩水

叫 後世景慕者 0) 敏有,足,化,動人,者。 裥 たる藤樹先生。

〈碩水先生遺稿〉

杉浦重剛

宇內之聖人歟。

膝 樹 光 生 和 傳

高國鐵濟

風采成同一官子野。(藤樹書院嚴幅)

藤樹先生母堂墳墓移轉 に闘する常省子の

造なく候へ共存寄無遠盧波仰越可被下 個々何さ□□□」も聡理こよき 裏所之事拙者存寄

無御 には 地 可 御はなれ 與之義之候。其故今度之義 へば是はうすく成 好 有 移巾 形も地 14 1 從不川 俠 何 定可 宜 候。 之典被 巫 節 候 伯 恢 追血委可 公思召 委細 震以後 なされ 同心とて決定可被 夫上遠く不適方も御座候へば、 は ~ nili 與存候。 ば、そまつに成 」存候。當口之理には何 □に御座 母樣之御 15 寄には まじきさか 寄之段書付 相替しつけもうすく 仰越候。 中候の然ば祖 併我不器 候っ 心 F 右御 2 木大 专川 易無之道理 造 りよう無之候 たき御言葉共故与州へも備州 寺 下候。 **們**画面 11 111 13 兩所之御志を考合申候へば先宜 ilij 中八治 母樣之御心與幷に墓所之不。荒與、此二つ道 候 地 も誰ごか 形思敷 中迄 も存寄之外御書付御越可,成候弥 御供にて上京致可中遺 然處 战川 in 3 2 候旨に御 と今度女上物語 前山 而御 へばふかき義理心に落音 なく候 め中者も有 そまつに被成 水氣深候故 被 座候っ 如 ~ 座候。左樣候 共御 177 然共又 御 候。右之段御 御 丁. 座 111 へも終に御越無之、其地三而御終被 にて承り候 心に易 前 一候以 The 先書 敗候 敷候?其上玄ト物語にて承り候 伯公之御 へ宜 1. へば宜伯公師 無 2 30 不 伯 了介存答。行拙 御 尤至極之御 小川 へば、 公被的沿置 致候義可有之候間宜伯公之思 座 志道 中人 候 は 埋つよく被 理御 候 在所之事に候へば所之者 祖母樣 -付、藤 in 心に懸申 志興 一候義候へば、少興も心 座候へ共、 死 书 卻 奉。存候故、 樹公之御墓も も存寄もへんじ同 存生之內 U) 存候故同 他 志さてむださし 地 形之義 今田中には へば、 版 削 心致弥。玉 候い 先日 12 御 3 6 形 古 召 ifi 王 3 3 lu 事に成 林 笳 懸 林 -1 家 る事 Ш 111 B 11 は 守 20 中 30

### 持 相 瀬 郎 樣

脚配 右書版 真 回波で緊高島都 川上村大字濱分岩佐定一氏所藏

稼仕せるものなれども或は時に京都に滞留せることもありしなるべし。當時宜伯公の既に歿せる後なりければ、その遺志に選び移轉のことど を知り、 1, せるものならん 強の西に丁り、 改派移轉の義然るべくさの御考にて又祖母様百年の後には必ず田中へ治むるやうにさ申置かれたるならん。 小川村の人にして先生に學び松平石見守に事へたり。 | 「記一) 電伯公とけ藤樹先生の長男虎之助氏のこさなり。接するに宜伯公は玉林寺に於ける先生の御墓は地勢あしく濕氣甚しきな以て夙に 人境を越えてるを以て信條させる賢婦人たりしこささ宜伯公の純孝至誠の爲、人をも想像せらる、と同時に、常省子の御廟所の御志を如何 女之儀に而御座族 細々で書付給も登來りし吉右衛門に托して印送れるなるべし。然るに其の後玄朴の物語を聞くに及び、 面されしかたも推察するを得べし。 川つ祖 今安曇村大字田中さいふごころなり。こゝに玉泉寺さいふ寺院あり。地勢高燥にして一種特別の墓地あり。 母様の御志の程たも知悉したれば、 先生の母堂の歿せるは寛文五年十二月にして此の書狀は四月さあれば或はその翌年頃のこさにやあらん。常省子は備前に へば古郷をはなれ遠國 宛名の居相瀨三郎では何人なるか詳かならず。〈紫水〉 へ参候事たさひうへ死仕候共成申間布旨云云。」さいへるさ相俟つて先生母堂の堅く聖訓を守り 茲に再び書を裁して前言を取消し移轉すべからざる旨を申送れるなるべし。 谷川寅さいへるはこの人の事なり。おもふに此書の記事によりて先生辭任書中に 地震によりて地形の變じたること 田中では小川村を距るこさ一里 恐らくは之を斥 玄朴さは 一其

# 先師之御墓所石圍垣建立覺

所圍 嫡孫 1 | 2 江藤助 Fi. も及一般 年子ノ秋大森周介致。在京京同志中心折 殿へ御訟え不中 候っ 京同志忠之候。 候而 如何こ存、相止 御 墓地四 方 な家 石 0 め候 ]對談一候。同志河合德右衞 軍 垣に建立致 山 被 仰候。 シ度由 周 介申候 申 候 門被 共 仰候 、對州 2藤樹先生之御 ح 被 成 一御 座 候 墓 御

一候樣にて賴申候へび、河合氏左候のト周介高島へ下候節、 不中 生御存生之節末々講堂之義高島 一族。 只今被仰候石垣之義 御相談相調 同志中に 候様に被成被下候の 御 賴被成 人候故、 御墓地四方之間尺を改め石屋 折 々修覆 い先師 を加え候 も御 倪 F へ共、終 可被成 ح Z 積ら 旅 助 殿江 せ書付登 何 とそ 御 案 相

小 候 相 松 談之上 4.1 13 行 屋八 仰 ٤ 申付同 Ifij 你 小川 兵衛 1:1 村 呼越 記出 より 11 0) 十六川 拉之相 11-同志上京。而右之段 月 2 迄と出來中候事?(中略 談致 能 1 L h 候加 Tiol I 13 [11] 委細 المار 111 1/1 應賴中 TIT 付同 右之趣 IH 二月三京都 逐 図 披露 な諸 何定 生中心、 人位 處、 :持经河合氏: 重疊之卻 御文通有之其後 事と行之候。 掛御 日候 和 II. Mi. 、後何 TIT 同

pi 九 13 114 H -京 都 ノ同 志

11

ح

イi 人

月二·

H 田 元

my 德 右 衙 H

K Ш 以

右 四人大溝。御着此方へ案內有之候故、此邊之同志 御墓叁京都 より 御造酒御肴御持參有之 御 京に 奉獻之。神主に 13 右之段中通 右 Fil Ti. 斷。 H を雙方於 中件 117 整 何有之候。 川

高島同 志

原

jį

75

同

助 ß

村作 野右 衙門 [i]

左衙門 大中 周 介 次左

信打

邊

助

小

御 in i 2 illi 御 振 郷 御 吸 物御 介 泗 看。 T 简 H 以 安老 御講釋 有之、大學三綱領 此

享保 八年亚 九川 五山 (藤樹書院所藏藤樹御墓所石園垣 帳 京都

[pi]

志

中后

石

0

連中

志

中台京同

志衆を庭

饭

2

illi

振舞

雙方退

出仕候と。以上。

橘南 溪 0 藤 樹 書院 參拜記

先生 你稱 は中江与右衞門と云て江州大溝の在中小川 村の産にて分部族の 領 地 0) 百 火! 也 -1-1733 1113 流 0) 學

100



覺立建垣圍石所墓御生先樹藤



一共 印黑御兔御子地堂講







碑墓氏門衞右太江中男長生先樹藤 (幅藏院書樹藤) 照參傳聞子夫藤





形装 樹 院 13% 共

间

Ŀ

其二

同

上

共三



補傳第二十八項參照



(藤 樹 書 院 藏)



10

か 1,1 1-

1)

ね

改

82

か続な は、 集屋 らくはる を有 ば 11 2, 你 t) 3. 11 te 3 18 17) h 1, T 着 VUZ. 老 3 111 2 11-5-わ 初步 12 1ri 0 明光 考る 是 T 行 7, 1: せ 川 书 1/2 12 3 3 かっちの b 至 人 老 11: 上 0 今 1-我 T 0) 1 ti 11 11 明 として 父 F 3 竹 許 なら 3 坳 H FF 1.2 被 11 1 1) 111-配亦 候 我 は 1 F. 我 初 -1-から は tri 11 案內 代 は か 70 73 13 珍 T h 為 1 n 0) 此 X FY 114 奥に 只 12 変 130 贩 す は 6 h 金品 万 旗 待 邊 下旣 1: 13 文に南北 1 Ü H PH. 73 は 70 10 15 13 0 1 ++ 200 h 3 L 0) 爱 7 過ぎ 1 IT. 多 給 3 入 3 所 跡 n は 南 0 扨 ED L 文東 次字 中华 道 处 2 持 3 先 5 5 1 h 2 n 0 ( 18 ~ 12 Yi. を教、に改む。 73 J とて 堂 h 德 漕 ( ·· 南 見 h 11: 3 3 1 あ 3 服 ま 1-先 海 11: を 30 玉 3 12 h 此 0 60 及 0 n 介 な 3 生 3: か 內 拜 1-は h 御 村 (1) 1) 阿市 倶に伯南 50 すい 0 見 to 入 1-党 迷 隆 CK 必 遠 思 其 L 1 0 3 此 後 72 3 E 1 方 P 8 敬 7 男 入 所 8 0 0 13 かららす 3 事季谿 す 拜 b 此 2 7 3 出 國 カコ 小 余 心 n 0 には依依 ۲ 軸 よし 度 拜 語 肥 1 ば 3 L なっ 111 かっ C 0 ~ 5 なく よ L 給 B 村 3 to < 家 h 後 T 3 ふ人 き序 から べなしれ 携 出 そこ 人 慕 3 7 參 7 老 來 6 1 必 ~ ぞ思 3 7=0 3 7 3 有 7 有 8 何 h あ T お ごと聞 講 な 某 1 出 3 に 0 村 ろ h h L 5 人 7 10 2 3 堂 加 n Da 床 付 御 0) 井 カジ 7 け U 敎 ろ る 氏 を 茂 彼 方 先 T T 0 n る ~ ( 7 かっ > 墓 得 見 分 人 方 此 生 3 前 かっ 1 3 先 叉 農 る 部 近 心 其 畑 H 兼 座 0 親 3 5 思 0 年 付 ま 藤 遙 to 御 3 L 夫 身 す 3 出 3 侯 7 御 2 2 恩 n 余 謁 樹 改 < カラ は 12 所 領 づ 1 祕 頃 ~ 1 農 女 藏 江 B 多 戶 130 木 聞 b よ 先 南 引 F 交 かっ 1 め 扨 關 0 うす 崇 外 講 3 5 3 6 生 h 劦 滿 綿 夫 1 0 b 3 汝 雨 南 堂 藤 よ す 1 3 T カジ 中 1-足 (1) 1-15 を 軸 江 拜 新 尋 戶 順 は h 樹 見 3 る は な h 3) ~ 聞 な 藤 伏 50 我 2 入 智 h 必 T を 先 藤 L B O) 3 する 給 3 大 竟 拜 出 生 樹 養 父 樹 せ 1-3 1-3 あ 字 先に 儒 領 母 3 事 る h 見 3 0 ひ ~ せ 0) 尾 0 家 3 3 1-親 思 南 せ 6 7 御 い H 1-B 八 な 地 1/1/ をう 3 得 見 今 ば 5 來 5 ~ n J る 0 n 事 村 0 0 更に 物 3 文 井 筋 3 -人 n P D 1 和 2 2 1. 大 1-行 農 0 我 p 7 其 1 3 3 せ 人 氏 (T) 士 心 草 あ 外 き 者 1-行 有 布 3 お 夫 其 D 父 7 8 人 熊 3 ひ 鞋 73 3 な 賃 加 h B 1-0 小 は b r 儒編 0 子 しえ 7 3 5 小 程 h Ш る 敬 以 h あ カジ C じ 御 万, 首 なく 志 墓 紋 to よ H 所 來 其 5 を P 扨 村 7 8 カコ 望 方 候 所 な 7 カコ < 質 ナて あ は 0 村 1h 溝 ば ま た 3 木 33 小 13 知 < 73 敬 御 ひ \$2 至 2 6 服 助 \$ お 2 存 用 D 至 n 3 0 h かっ V 8 h h 間 只 3 3 h 3 束 h ば ナこ 知 事 10 を 6 D

藤樹先生全集一卷之四十三

<u>==</u>

かる 度 1) J: 35 よしだへ るに、 8) 1 周 11/1 0) 111 周 河 助 奥に -30 20 ز 174 入 十ば b 順 服 かい りの を着して講 湿て足そうぎの水 惣髪なり。 堂 0 鎰 茶 なる や手に持い 煙草の世話 持 來 るまく、 ざ來り も行 屆 やむ E きたりつ へ
と
引 事を得い 余講 連て行。 す。 堂を 草鞋 拜見 扨講堂を 脚 し神 絆なご 開 主 38 きたる 3 て女

1-11 共 1-寺」の三十八字あり。 かっ けら jilli 次 The same 1003 料 11 書さあ 7 3 n か 南 40 動中なりつ 6, 12 0) 父祖代々門人にて、 るも 問 今にてはよき門人もなくなりぬ 上箱 りつ 八 3 殊 1: 勝 十四 に床 T (= (東遊記拔書寫本原田知近氏藏) 1-箱の内 先生姓中江諱 是ゆっ 敷の 3 製 1) 174 間 に神主常法のごとし。 押入の 共 殊に昔よりかく隣家に住る、今にては先生の 南 朱子の白 次 り、書院南 八十疊其 原字 内に深衣 鹿洞 、次臺所 惟命 面 れば、 回にて十五畳核? 【し奉らんとで」の十八字を補ふ。近江原田知近氏報。(藤「三十三頁第二行「勢しに」の下「細道なれば知れ申まじ 号 を着 0 顧軒稱 なり。正面像が 規 せる繪像あ 則を板に 毎月六度づゝ村民を集め論 扨悉見終り周助宅へ戻 藤樹先生。 かはあ 書てかけた 50 わ 30 慶安元年戊子八月廿五 釋菜 0 上 向 3 0 1-ると 藤樹 時 りいい 子孫も無 さば 0 西 語を講 圖 書院 脇 かな と云 かっ 1b 3 押 ずるも n n 相 入 達の ば ば 其前 2 あ 日卒。 四 かっ かっ 90 字の 某を無 < < 學 1-風 は 此 厨 此書院 堂 葬邑 預 子 額 なるに此 多 理 あ b 南 50 90 東 來 司 講 其 n h 北 場 文 人 其 3 玉 玉 3 内 な 林

# 九、郷人景仰諸侯を恐れず

如。今一路接入 奥,驻,石 駕, (先打像傳所載松崎堯臣撰) 砌口扇戶甚保。非交神道。不奉命侯謝過請一門外令村老關門。不肯。曰凡國居者。遠居門 则入。日。晚矣。 照入。日。晚矣。 照入。日。晚矣。 矣。願,真。必 下一日。急去 一下。無貴 不屬。鄉 人仰止,

## 三〇、分部侯租税を発ず

古文書

樹 先生之儀名高 丰 御 事 Z 候へバ、 御上 7 も御-如-在 に不』思召」候。就、夫去年門下中 堂地 子之儀 願

樹先生補傳

贩

滯候未進米 上候得共、 も御 御任 川給 ir. 戶御留守故及,延引候。 被成 候 此趣門下中 へ可能達一候の 此以後講堂地子高 末々小川村中 九斗壹升九合末代御赦免被成 ゟ如在不」仕候様こ 小百姓迄可。中付一 版 其上只今迄相

古 文 II. 也。

(書院日記享保六年七月十三日)

當國 高島郡 上小川村中江与右衛門講堂之地高班委論石和稅諸役合,免除一起。永不,可處 祭祀 兴 也

享保十一年八月十六日

左 京

光 思 花

押

[11] 1: 小 JE 111 村 1 3

年 百

姓寄 屋

古 文 書

藤樹 先生講堂地之事

但北之隅 三藤之樹有

南北

頂拾壹問

五寸

闸北

武抬壹問壹尺六寸

南之方

北之方

講堂

東西 東西 問四尺 、間貮尺

[11]

八問

高九斗四升六合六夕 免許之狀有之

右

享保十一年八月十六日

武

門弟衆中

上小川村

庄

百

姓寄屋

别 佐

所 野

兵 太

井

八郎右衛

門印 門印 衞印 夫印

右衞

古 文 書 四

上小川村講堂除地之儀先規之通相違有之間敷者也。 仍如一件。

享保廿一

三月五日

和 泉

光

命

花

押

右四通藤樹書院所藏

爾後藩侯御代替りには必ず御黑印を下附せられたる者にして、隼人光庸(寶曆五年九月十五日)左京光寶(天明五年十月朔日)若狭光邦(文化 六己巳年七月十三日)左京光寧(文政八乙酉年七月廿一日)虎之助光貞(天保二辛卯年七月十九日)等同文の折紙上記の外五通あり。(紫水)

、光格天皇叡旨を賜ふ

古 文 書

旅 樹 先 生 補 傳

三七

11.3

德 七 W. - } 1 已初 是行 秋 人 11 金属 生 一書以 所 其場

ti 文

醫學院法印

惟

和

謹

誠

八紀 生先 si. 秋 红 在 0) 111 初 0) 肝芋 PLI 家 111 滅 11 111 あ 0) b 市田 常に

平 立色 先 11: 像 去 秋

林 41 (1) 御 畑 柳 :12 沙 1 を以 水 備

叡 1: 115 御 肥 1-お 10 -[ 111 湯高 被 公為遊

御拜 38 被 /問 间 之上 ii | 111 生之野 1-御 冷 附 德 被 花 版 御 版义 ---1) 11 餘 先生沒後 1) 1: 德 小 L 11/1 3 白白 雪 先 打 餘 11 被 龙 お 成 よび 1 '给 1 公人 條 夫 il: 1 信 石 庶 大 1-13 族 至 3 原 泛 忠 大德 R 公 なっ 景 御 何 染

7

平 朝 紫名を達 L [[4] 119 先師 11: 天 (1) Birth All 微 11 15

0) 學一 拜 WE 1 後 111-連 綿 -5 1 き非 木 なら h 2 T.W. 恐 屯 省 Ilij 禿筆 **沿を** 深 7 お < 3

寬政九 年. J 已何 秋

松果 御 内

**港**中間 产品主 下、賃は江川徳岡民間 江州小川村佳志村馬介男と見ゆ。 春日精之助氏報。 ( 廬陰)(短っ昔ける由緒晋二よれば、禁符の所小園便役徳同左請久民は、京都面上皇區何國寺夏門前里三二徳周久秀氏藏寛政

> 德岡 1: 展 小野 人風

花押

右 樹特院 所 脱

変後に 於け 3 祭祀の模様 洪

核するに常省先生の小川庄次郎

に送れ

る書翰に「講堂春之祭

順

当何

3

御

111

19

被成候

Illi

御執行被,成、八川忌



堂「堂本德」賜下御皇天格光 號 照參項七十三第傳補 筆公良忠條一臣大右

藤 こってとかうっ 第一一查一 出。

樹·蕃山·岡 山三先生古歌三首 補傳第四十四項參照



書文古るす關に賜下御號堂「堂本德」 (藏院書樹藤) 照參項七十三第傳補

(藤 樹 書 院 藏)





照参项五十四第傳稿 狀書介了山蕃(藏 社 神 樹 藤)

一個

37

甽

極

四点

照



學樣樹美生之心有問其其

立獻物饌神祀祭生先樹藤(藏院書樹藤)



127 八八八 古院 44 兒 先 3 1 Tij 113 Gili 0) 台 JE. 1: 御 して 111 12/1 11/1 作八八 來 然少 彻文 17 之節 慶 即 買線降 1-1.2 成 送 沙致 tu AL. 75 Title 11 卻 3 翰 務 御 傍ら遺書を研 被 何 合被 版 国 候 111 成 十之允 作 锐 山 究して修養を怠らざりし 行 奉。咸 舊冬參府 成 心 被 一候云々。 K 久々にて對 候 山 とい 定 御 ~ 厚情之至不 話 3 御 班を から 喧 如き、 承之 知 り得 勝 大悦 當時 版 仕候。 謝 門 候 下 同 之を書院日 云 ヤつ 御 志 志 0 士が 時 記

保证 41: に微

す

るに、

胚

12

とし

T

見る

~

今二三を摘

記

す

れば

方

0

如

14 11 11-Ti. 日 1 3 朴 IE 37 原 K 大 称 几 -1: 村 氏 來 館 言言 一傳 13.3 錄

八八 11-Ti. П 旅 樹 先生 己 П 保 井氏 H3 村 氏 安原 氏 大森氏志村 氏 小 III 氏 來 會以 時祭之式一祭之。 讀 一翁問答。

保 年

11 H 说 原氏 1 村氏 大 森氏 志村氏 小 川 氏 來 僧 以 三酒 看又 祭 先生。 一讀 首 應 洞

規。

周

享保 年

50 H 11 4 15 1: 衙 H 沙 1111 外所 原 流善滅 以河 F 3 村新 茶 然 右 网 門安 主讀 (原淺右 傳習 衛門安 原 權 兵衞 F3 村 作 之右 衞 門安原貞平 志 村治 左. 衞 門 大 森

li 1 pipp: 111 村竹涯 11/10 Wi Hi. Ji; H Til. 1 111 你何。 介方 0) 一門院記 治左 循 H 大森 衙 11 111 一中よ 周 历 介志村治 引 5 氏之志献赤 藤樹 た衛 先生 門安 飯 年 忌 於 原 兩 善藏 に關 主。 す p= る 村 1 3 森 新 0 太 右 多 衞 花 門 抄録すべ Fi 兵 安原權兵衛 衛 献 画 し 肴 中 真平 村 講 助 論 中 語 村 先 治 進 助 安 原

樹 先生 滋染性芋 T [11] 忌延享四年丁卯 か んびやう 献 汁 速味 等噌

ノク解キ

柚

饭 间型 フ物 鯛否 焼り物物 かけらづけ

Maria Maria

大似

村上原門

-

企

相

脈 樹 北 生 利 傳

終亞讀初 献 圖 茶 献视 献

な鞠別事

FI.

周

助

Ш 115 174

郎 瓷 周 周 FF. 次 郎 朗 अ अ 碩 助力

K

铜

91

411

事

執

411

役

2/1

iI.

III

右

衙門

北

宗左衙門

丈

太

周

執 執 執

り生態の作 四 初成 南大 ケテン付加 乱 南か あ 天八 C, Fig. 焼 计方 消法 HE. 四牛籽 南大 口券荷 111 明島 椒 焼

\*

刺

卻

蛇包 吸 物 松、 北 **丁號小市** 限 附

13

切

あんかけ

鷄 明 餅 砂 糖 あ h 菓 -3-梨上 子- 7 ノ干

ク ~

3/

後段

-

游堂 以 藤樹書院に卯八月廿 上 族 樹 先生 'n 五日献立、 :li + [II] 忌 ご題する古文書 祭祀 式 を存すれ 寬政九年丁巳秋 ر صدر ال [ii] あ ال 揮給参照 (紫

水

看 食 立

市 拜 中番小 K 村村川

新 右 助事事事事

那记

邢

丈 太 衙門 夫

> 29 0

加會 75.

寄まむ 大総ミつめ 根魚 带点的 大の原 ケン

II'S 11 先 11: 補 傳

献

焼 均加 鯛

冏

-

但 账 立

猪 虚 ひやぜ里 たしり

ふくさい。 Hill [ii] 献 1111 ひたよし めた鯛 物す 4) 柚 終 刺 献 身 物 前經

管原改造員制字で云儒士年寄志村三之丞初メ村中庄屋志村清兵衛初メ村中

FI

n

河

看同

志之

外 9

他

6

拜

加

人是等

皆亦

尤酒

肴。 人

此

日

邢

畢而

其

33

州大泉

11/1

所

15

那德

樂數 游堂

7

人有

芝山

0 助

士周

方

7

淵

周

头 所

周

酺

兄弟

Con 教授

3 せ 飯

置 出

23 ス

也

司

於書院客殿孝經啓蒙を講すの

旅

樹

先生二百

[11]

忌

弘

15

PU

年 丁

未

秋

者ほ 燒昆里 豆布芋腐

加河

青二鯇 5

历了旗

献

丁.

7

10.

f:1

御

illi

初

献

はやずし

以

上

御

饭

4/2

盛り

く解す魚

か。

17

氷ゼ 花記記 40

4 4) 一生姜

志小安 川原 城權 太兵

治夫衞

四

初 创心 清 你 2 香物 初 南次 10 illi 献 10 60 白烷

献 鱼甲 刺 山 茶

以 1-

終て 赤 饭 们 Ti. 31-

illi L.D. 5 201-2")

村庄清屋 **河次、松田庄左** 原淵田五兵衛年 第 衙 寄 門 志 13 始 1 村 中へ 1+ 河看 他 所 15 5.8 拜人 -赤 饭 119 を出

殁後 附、 12 膝樹 於 け 書 3 院 維 祭 持 祀 法 0 0 模様 確 立 -X-

111 行年被 大洲 近 膝信 - 1 16 13 · j. 1: 下候段 1.1: 八門 1.1 1: 11: に於っ 100 11 御達 村祭町 2) 胜陈 は即 111 15 引持 行之、 36 7:1 1111 1. あ ŋ 7 外 ; ; ; 1: H1. 爾 1] .: 家明治 和 1-H 北 ī, . -

那 1: 額 通 ·谷鐵 就 12 づく K 明 3 治 (m) 指 を決 に建 L 般 书 式 山 to = 11 約 n 記述 + 0 0 0) は、 祭典 年 ili 14 下に文公家 4 御 青柳 は F b 院 邨 有志等 を 族 0 水 是に 樹 村長 郹 供 乔 8 北 尚 1: 行 L 111 於て高 11: 禮 b 4 111 72 本黄 00 0 起 越庄 殁 12 1: 50 後 遊谈 委 15 此 Ti (1) 東京 を撃 衙門 0 机 百 P 4 H 長 ii. Fi. IC 馬 成 杉 快 那 Vi --H 内 7 外 源 等 汕 红 委員 數 谷 太 0 5 144 Ti 名 郎 流 忌 賀 HI 剛 縣知 JE 村 K を撃 K lic 詩 2 1-は 13 0) なし、 事以 後 那 机 げ 川代 知 友某 援 内 to T ご教員 祭事 告 1 谷 1 以 3 参 せ MI 70 委員を を以 て祭 村長 الله 那 5 3 は 兴 會 ジ = 非 L 0 1 改進 か 谷 T 近 吸 3 祭文 より 飨 IE 1 U) 四 2 E. 月 小 \$2 4 30 校 吉 一十本 かっ 集り殊に に依 L 一八祭女參照 1 5 85 H つずつ b 折 (1) 尚 -Ti. 1 龙 1 集を また始 机 愈 相言 初 3 14 から 弘 30 1 13 本 4 御 水 11 九 加 113 11 11 2 83) 17 83) \$2 Fil 1149 T -11-は 1) 11:11 逍 Lij 0 校 -Hi Wil: 兒 郡 HIL 切 ---11 Til: 致 學 旗 W. 3 0 13 を以 他 以 出 11: 行 0) 雲路 111 导战 じ) 何を Misi T 11: 殿 前 (1) Hill 197 THE

於て 型十十 13 六 膝 杨 田 H 書院 谷 玉 林 永 寺に 价 331 T 4 於て は 持 名 方法 1) 佛 松 式 旭 を以 (1) 定 1-T T P. C 过 III Tiej 18 を 以 Alika Link す T 8 O 先 90 門信 生 Jin. 14 1,0 タスト L 绝影 () 先 彻 4: ti 是 0) 墳 外 0) 泉 派 供 た 3 統 纹 0) 境 11:3 17 14 19.5 h tit 1-仁依 立) 3 を以 1, T 4: 7 た, 73 b 祭祀 0 を行 1: THE STATE OF

13.

に網

i)

るに

i)

i,

1-

郡 1= 般 iti りつ 氏 よ よ 15 0) -1-个 念潭 朱沙 121 1, 1) 是に於て 3 谷附 校 浩 -74 3 人 1: 維 好 II: 22 移 持 せ ----他 來 は 內 11 す 75 归 1) 汀 粉 3 4 大 熊 0) П The state of 金 (1) 0) 15 村 Ji 士 38 70 [ 相 女子 書 沙 以 以 那 指 院 18 T 以 T 10 1) 定 以 保 3 111 17/2 0) 產 め 45 3 市设 職 1 -庄 1-金 企 3 理 尚 3 就 右 并 管 規 あ 衙門 かっ 沙 則 到! 餘 7 h 3 金 內 to 0 圓 0 > な 元以 確 祭 名 1-P to 得 實 深 1) よ 1,0 以 to T h 同 また 期 基 金 意 感 す 和 すっ 本 貢 趣 文 表 3 金 A る 意 7 庫 為 3 圓 所 書 世 を 郡 73 5 华力 御 あ 18 設 會 下 10 n b 验 7 賜 0 永 13 表 0) 決議 せ 東奔 遠 永 0 0 せ b 遠 光 3 h 0 榮 保 1-多 0 西 之を 大 經 1-恰 走 柱 小 浴 IE 7 カコ 朝 3 消 + L 5 野 好 名 費 た すっ 蹟 名 明 L する 年 治 士 開 b 30 \_\_\_\_ 0 竟 治 7 0 月 -賛 3 1 載 3 襄 史 + 1: 八 n 事 蹟 年 な ば 傳 を 之に 名 < 得 四 年 2 八層 勝 月 \_\_\_ ~ 藤 其 天 1-加 然 收 3 樹 達 3 全 河 書 國 毛 0 記 入 3 院 1-議 念 0 を 物 み 官 明

### 业 江 西 17 於 け 3 藤 樹 學 0 消 長 2 先 師 追 慕 0 實 狀

よ

h

0)

定

多

受

V

同

年.

+

月

+

日

财

專

法

A

0

許

H

多

受

けけ

12

b

o

凡 2-水 Ti 树 0) 先 加 1: Lo 任 111-0) 時 沂 鄉 0) -3-弟 贄 多 2 0) 門 1-取 b 3 0) 多 カコ 5 ん。 今資料 0) 徵 す ~ き人 K 0 名 を 舉 n ば

[1] 441 大字青 小 柳 III 岡。志。山。谷。谷。笠。小。中。中。 林口 1110 忠。本。川。川。 原。庄。江。 田。 左。 ilio 行つ 衞○茂○佐○惟。竹○邸○玄。 門。 質っ 吉。助。助。直。友。宗。庵。三。 李誠 5% 久 111 原 義 仰 昌 叔

樹 北 11: 潮 傳

那级



海津村大字海津 寛永十一年先生の小川村に歸らるゝや、 (附記) 右氏名の右に 村。你。 图子か附するは 藤樹先生 L) 門人にして圏子を附せざるものは常省先生 領主分部侯移封後既に十數年を經たる時なれごも、 の門人なり。(紫水)

潘紫仙粉

0)

川上村大字濱分(領家) 新儀村大字安井川(河 廣瀬村大字南古賀

加

岩。中の佐の西の

III)

t 1) 先 33 11 济 11: -[ は 常省 先 华 0 PH 下 頗 3 多 かっ b 3 中 1 B 破 野 義隆 中 村季貫 原原 H 溪 諸 氏 0 如

[13]

+

41:

11

118

水

10

學、

奥田

-

角

等

0)

來

認

せ

る

あ

b

て

却て

異彩

多

呈す

3

0

觀

あ

h

300

78 篤 5 THE 3 -3 8 な b 0) 73 石炭 野 汉 流 光 庸 はよ 彌右 公を 衙門 7 學館 3 稱 すっ 設 立 を企 篤學 圖 勤 する 行 0) 0 人 念を 1 L 起 7 3 屢 1 K 君 也 る を 1: 格 至 りし 又 を撫 3 0 義隆 封 内 與 0 2 民 7 大 0

藤樹先生補傳

(1) 1 -5-3 彩 か 红 片外 73 1) U) 然溪 出 學を好み、 3 號 - 31 きょうい す 1 3 111 光 什 小 月袋 省 庸 不 先生 東 1 JI: は 歷仕 胨 1-1-Cili E 村村 すっ U. 11/4 4: 4 L 後滿 季貫 0 0) M みならず。 陂 人 U) 侍 1 3 75 13T 山岸 70 2 所 13 好 1: また三輪 3 分文 族 [il] 原 村計 U) 田 先 生界 知辰 4: 本九 1 列肾 の門 4 帰 T は す Hi ( 知 不 3 德 遺 出 入 T 木 せり。 3 (T) 溪と 筆寫 人 30 執 號 すっ て家に 酒 享保 不八郎 通 稱 10 25 年 47 及 八 分 h CK 郎 部 月

略 出 罷 會 版 合 Ш 被 十之允殷舊冬參府久 不 版 水 意 11 Ill 址 似 人 水 11 心にい 印 なに 此道 此 力 て当 [ii] 别 心ち 篇 III. 直 御 切。 無 呼承 意念 親 之大悦 切 合 111 23 FJ ~ 仕 共 110 自 致良 教 御 導非 志 知 8 之 武 無問 外 德 一候故、 斷八月 無 他 計 博 先 取不中 一候の 師 御 114 云 祭之節 13 III 此 道 は 一样 PL I 3

0

.5.

加

與

ふる書簡

U)

--

節

T 事 んで 12 12 11-17 to 儒 ~ 50 きな さな を得ざる 13 知 加 0 1 73 3 斯 かい () < 3 0) 南 0) 1) 如 如 しなら く上 < 王學に 1 ん 和競うて古學を宗 HI 然れ 味 かを有し ごも先生 たりとい とし、 多 推算 ~ きも するの 良 知 0 念に 學を喜ぶ 後志を翻 至り ては 8 して伊藤 0 П な を迫うて盆 きに 東涯 至 b 1-12 學 び、 々濃 る は、 かっ 營溪 當時 月 3 を經 藩 相 並

享保五年庚子安原貞平藤樹別集を撰す。

10 保 F 六年 PH せら 月 る + 爾來 分部 御 代替 1: 京 りには必ず 死 光 忠公 折 は 門 紙 18 下 下 0 Ki 附 せら 1= よ 3 b > 0 学 例 0) 3 地 73 -5b を 0 免 П. 北 3 0 叉時 n は祭 百 + 祀 --料 车 八 を 月 供 せら + n H

発 租 U) ど二萬 11 小 W. 2 ては 異 例 1-13:3 3 ene Hq 3

九 月 膝 村 北生 泉域 (1) 石 tii 版 るの 京都 より 【出 田 以 安外數 名 來 b T 幕を 祭 3

る。 35 4. 亨二年正 王: 月 中 月季誠自 彻 三輪 机 ら藤樹先生文集 孺()) 笙 に保 る同 に序せしより茲 Ш 季 訊 編 膝 樹 先 1 生全 至 3 書 Ï 和 に四四 文 序成 ----るつ 年を經 次い 過 T + 年 h 74 月 漢 文 序

F 相 EV. -1-り、霖寰を盟主と仰ぎ毎月五 年六月 安原真平霖寰藤樹 先生 -j-古院記 0) H な 1 Te 撰 據 樹 诗院 先生 仁何 なっ 推 合して傅智録 竹 て三 一代以 一一一一 1: 0 人物 答・鑑草等を 2 なすっ 當時 2 政 沂 は 鄉

享保 十八年五 11 + fi. H 領 主分部光忠公參拜 せら つるつ 今藤樹 書院 日 記 中 1 h 斯 道 私 淑 者 0 參拜 せ 3 3 0) を摘

録すれば左の如し。

享保六年五月十三日與州會津松平肥後 保七 年四月十五日 江戶下 村庄左衛門 多拜<sup>o</sup> 守 信 者 三拨岡 二輪執務の門人なり。 でであるに、下村氏は では、下村氏は 村 武 右 衛門 參 拜 二按 一見直養の 門人なり。

九月十二日 江月花澤清右衛門參拜。

享保八年八月廿五日勢州森本甚五兵衛正 贵參拜。

享保九年三月二十二日江月三輪善藏•同 為之丞·加 膝 伊 左 衛門

享保十年三 月二十九日 攝州平野澤田元立外二名參拜

享保十 年三月十五日敦賀橋本 元亮·黑川市右衛門參拜。

享保 享保十二年二月二十日勢州淮 十三 华四月七日 植木是水·谷靜齊·辻彦左衛門參拜 Lili 小路 町 石河文左衛門參拜。 の按 の門人なり。同上道統語参照。 按するに、植木是水は難波翁 なり、植木是水は難波翁 集然之間 四して -六會津藤忠 樹學 學術道定 譜の

年七月 七日 大阪下 博 勞松本町山口 屋伊兵衛參拜。

了保 十四年三 一月十日 勢州津 11 111 玄朔·福 谷享成·豐 H 3 + 郎 **参**拜。

[11] 华五月二十二日 奥 州會津熊倉村森代平兵 衛·京師辻 彦左衛門 門参拜。按するに、森代氏は岡三邦。按するに、森代氏は岡三邦。按するに、森代氏は岡 同岡 上山 道先 統生 譜の 照人

[ii] 红 11 二十五日 奥州 日備前陰士山岐土 嵐小左衛門外六名參拜

17. 保十五年三月二十 七日備於 丈 石衛門 |参拜。

保 十六年六月十日與 州 會准 415 師 郡 小 III 附村井上和 右衛門·伊 關半 右 衛門。二 瓶 善 兵 衛·新明善三 一郎参拜。

保十八年三 ]] H 174 州森本五 知 **鉴**拜0

[ii]

45

八月二十九

11

败

州

何沙

415

原花

岩区

11

[1]

附

村

東

條

清

右

衛門・

同

忠

左

衛門·富

永源

七·伊閼

新九郎參拜。

[ii] 412 刀二十 九川 京 Killi 小介 JE. 简 ·河合桐 葉 交

保 十九年九月二十九日備前 万波嘉右衙門·万波

元 保 元年 . . 年間三月十六日敦賀安土吉左衛門參拜。 11 十三日敦智 橋水 元亮外三名零拜。

明泰 樹 先 1: 福 18

元文二年七月三日會津小田附村星平八郎伊關僕左衛門祭拜?

元文五年六月廿一日三輪執密參拜。

(以上言院日記とり沙鉄)

るかな 1: り得べく、 池に より管時京都 而して之を目撃したる小川村近郷 ·江戶·會津·伊勢等問 111 學派 の上民が の人々が先師 、また間接にその威化を受たることを看取す の遺蹟 に對し加 何に数度の 念を得

知 寬保元 三帕 一並交宣王廟間に金拾兩を添へ持叁祠 年 三月十七日川 川琴鄉 その師三輪執 癌の告附に係る至望文宣王理像・王文成公真像・先師御真筆 致良

始 延 め十三人、 [享四年八月廿五日諸生相謀りて、藤樹先生百年祭を修む。大阪中井甃菴・五井薗洲・三宅才次郎 備 前 中川權太夫。蘇谷川平助公孫同次郎右衙門、 堂へ参拜。 江戸三輪為之允を始め同志五十七人より香料を ・林征花を

同年秋十月四日藤樹先生全書編纂者岡田季誠歿す。

供

しその質を

助

10

延享五年八月十三日大漆斋 士原田平八郎、佐治心齋等王龍谿全集 一部を藤樹書院に納

三村市右衞門・市川小右衞門・長尾傳藏・三輪為之丞より 曆三年大阪 鴻池彦右衛門・同宗吉より 会拾五雨、中井忠藏·五井藤 金武兩藤樹書院へ寄附せるを以て祭田の資となす。 九郎·懷德堂社 けより 金武百疋、江戶

一月十九日郷障諸生和謀り蘋藻を具して先師を祭る。

同年仲夏七十四翁志村仲昌藤樹先生行狀聞傳を撰す。

按するに公子諱は昌命字は伯穀蘭所ご號す。光命公の次男にして光庸公の弟なり。元文四年六月二日生 二十七歲 公子藤樹書院 曆十一等已年八月十九日分部昌命公子怒拜、 て肥後國熊本侯の老臣三淵氏の嗣子となる。幼より の四大字の扁額を謹書し原田方綱をして之を納 原田太仲·同 不肯 照悟學生 めしむ。 中村作 類等陪從すっ 好む 蓋し志村常耕の懇望に山 信臣原田 同十三癸未平三月廿四 龍江·同 消遣 (,) 川。中村 なりつ なっ

微溪等を師でし

學び經義

1.

通じ詩文を能くす。その深く藤樹先生を追慕せることは橋南溪

の東海記に見えた

りの歌場といる人々傳へて意談とし郷土の誇さたす。

安永六年六月二十日京 A.S 淵点職参拜す。 は 岡 山 先生の 末裔な かつ

明五 年十月八 H 東遊記 の著者橋南溪、 特洲 小濱落儒 士西依丹右 衞門参拜す。 西依氏 は

成

ど続す。

弱齋の門人なり。

明七年四 月京都中澤道二 一多拜 道話 を述べ、 植村庄 助參拜、 中庸を講 90 或は 云 ふ谷 々論語を講

寛政二年二川手島塔庵外一名参拜。手島氏心學を講す。

宽政九年八月 -11-五 H 藤樹先生百五十回忌を修む。 祭祀奉りて羽州大泉菅原貫昌孝經啓蒙を講す。 是より

き畏くも

られ 主上光格 原從二 徳本堂の 天 息 位宣光卿致良知 温息 常御殿に於て御 を下し 玉 ひ、 の三大字を書して寄附 竊 潔齋遊ば かっ に右 され 大 臣 聖像並藤樹先生 條忠良公に御 せら n 60 染筆 の御書像 多 命 せ を御叡覽の上、 3 n 御 下 賜 南 5 先生の高 せ 3 n 德 72 30 御 感 あら 同 時 せ

0) 文政 先生全集温纂の爲に江西に來りしは或 四 辛已年八月十五日江 戶佐藤一 齋叁拜 は此 善堂旣閱 0 頃の 百星霜 事には 云 なつ あ らざりし 0 詩 あ りの編 かっ 者 或 は お B ~ らく 篠 原 元 博 氏

仲 < 0 13 風靡 大清 大清 保三壬辰年六月大鹽中齋も亦祠堂に謁 4 12 野主 りつ 然さして [涓] 洗心洞 U) 任 中濟 税 b 瓜 次い 衙 0) に於て 如 ri 起 0) ii.L 水るや、 で十一月書院修復費として拾五 領 に詳か 3 to 60 も月 主分部若 循 なさし 先づ小 なりの 齋 斯くの 0) 書翰 狭守を て大虚 111 翌四年六月中齋また參拜して王陽明全集及び洗 如く によりて之を察するに、 村に在 坑 0) 道 至誠を藤 8) 2 多 h せり。「院畔古藤花 ては 說 分部 き致 樹 村 良 先生 金を、 天行・分部擴齋あ 周 知 次 0 0 魁を 訓 祠 翌五 を高 前 或はその門に及びしも 盡時 なし、 1-年 捧げ 唱し 八 云々。」の詩は質 月 50 跋 小 7 72 るの 111 止まざり また前 藤樹先生致良知三大字眞蹟 城太夫もまた之に参加 みならず、 田 心洞 に L 小 0 かば、 此 右衛門 なら 箚 0) 或は藤樹書院 記 時 h 士民 を寄進 0 作 恒 その他南 大 1-河 して 羽 せ る 太 その 3 鳴 0 に於て . 市村 原 額 時 田 好學 或 如 177

膝

樹

早藤真太・佐真村四中の中に在り 為す所を知らざりき。 湯( した - -時身を隠して漸く難を免れたりといへざも、 志村周 次先づ横死してその家亡ぶるに至り、 かゝる有様なりしを以て中齋が多年涵養し來りし學風も一朝その跡を断つに至りた の内藤長三郎等あり。陽明學勃興の機運まさに熟せり。惜しい哉、天保八年の 荷も多少因縁を有するもの何れも危惧を抱き、 城太夫・貞太・長三郎の如き途中亂を聞 いて引返し 一時その

3 天保 十一族子年大溝潘士恒河子健廿二才にして京都に上り、春日清菴の門に入れり。子健竹陰と號す。

子なりつ 後三一 り俊秀を以て重んせらる。

5

るの

1-察明正月分部候より永代祭祀料として銀壹貨タ御寄進當年より先生忌日には村内休業すべく達せ

ri i 50 红 14 111 月 河子健之を旅宿 一川為語 1:16 者吉村秋陽季拜し古本大學を講す。大溝藩士積田秋藏案内せり。秋陽は佐藤一齋の門 に訪 ひ、 藤樹先生與蹟 の版を請 ~ りつ

甲城 年三月二十四日伊豫 大洲藩川 田観平筑前秋月藩中島衡平参拜す。川田氏は雄琴先生の後裔に

鳴するところ多きは して中 二年十月恒河子健藤樹先生書簡集 佐藤 蓋しころに基け 齋の門人 る 8 一冊を大溝より携へ來り之をその師潛菴に傳ふ。潛菴の藤樹學に共 0) בל

なり。

溝藩士にして江戸定府たりしも す。秋歳 水二年三月大溝藩士橫田 四丁未年八月廿五日藤樹先生二百年祭を謹修す。淵岡山先生末裔河原敬治参拜祭文を奉る。 は笙濤と號し佐藤一齋の門に學ぶといふ。是より先き宍戸文亭藤樹先生畫像一幅を畫く。文亭は大 秋蔵嘗て春木南溟に囁して、 0) な 50 藤樹先生畫像を畫かしめ自ら文を題して之を上梓

安政二乙卯年大溝藩士分部圖 政五戊年年分部光点候儒臣川田甕江に命じて藤樹先生年語途德本堂記を撰せしむ。 書與字復、 三輪執齋先生肖像一軸を藤樹書院に寄納す。 同年仲夏江 戶河田 Holl

17 像に題 堂に掲げられたるものにして、 大溝疾 ナこ 0, るは 鳴に應じて藤樹先生眞蹟致良知三大字の跋を作る。 またその翌年のことなり。 明治に至り大溝藩士長野熙 此の) 畫像 は分 部光貞侯 氏之を拜領 佐藤一齋の舊製「書堂云々」の詩を藤樹先生書 の嘗て鶴澤探龍に囑して畫かしめ藩學校脩 て藤樹書院に寄納 せ 50

版 174 3 書及五經等を講せしめ自己及び藩士にも之を聞かしめたり。」と。 雜 以 細記に目 上の記 く、光真侯維新前隔年東都に于役する毎に佐藤 述により當時大溝藩を中心としたる陽 明 學勃與 一齋·河田屏浦 の一班を知 以て大溝藩に陽明學の興起 るべ ・川田甕江・安積艮齋等を聘 Lo 大溝舊藩士 故横 せる 田 耕 次郎 由 て毎月 來 氏 梦 所 知

T 明治維 ることなかりき。 新匆忙の 明治已八月祭典日 際に丁りて 今書院の記録 3 藤樹 P より當時祭祀の狀景を左に摘録して参考に供せん。 先生に 對する敬虔の 念に 至りては少しも變ることなく、 年 K 0

拜謁 人姓名

野 呂 周

祭祀

敢

次 良 右 衛 安

原

檔

兵

牧

野

鐵

殿 德

村

役

人

5 兵 衛

源

次

郎 郎

薦金参 拜 酌

**庚午八月二十五日** 

清

清

酌

橫

恒 小 111 寺 勝

田 藏 飘

米 次 郎 飘

武 辰

村

五

藤 樹

先

生 補

傳

菲

五

分部從五位 光

汉

殿

前三 御門々

本源沿海路

右

田

集 參拜 厄に遭 3 10 惟 新 \$2 []]] b 2 -H \$2. 之から 源 13 CA 息 F felg 04 十五元 から 3 野山 女 石 衙門 3 先生 殿化 如 時 1:1 3 世 年 此 久子 11 随 界 外 111 0 院 うて 至り 學 村 切 193 -Ti 名 0) R (1) [Li 於 假 IJ. 音院 し父の よ 75 织 大清 11 な 3 11 b 1) 30 1 115 15 柳 0) 形定 は 朝に 手 VI ---少 nil: 12 字を建立 かか 邨 智 0 かっ 青 F - 1-くて有 らずつ た 思想さの して鳥有に .Ш Ш 氏 13 茶行 Has かっ 115 時 入 歪響 > 光 放老会 10 志 1 巡 0) 3 和 神主 學 1: 笙 於 小小 孔 りし に遠 に係 深 自治 制 夫子 经 1 30 す。誠 To < 尚 先 开 本心 3 音院 傳 3 4: 0) 樹 據 全 度 10: ~ 7 U) 间 舊物 L 1 集 树 h 像 行助 胡 て神 炸 芯 美 で先生 長野 失を 1115 3 談 幅を容納 傷板 6. < to 3 0) なすっ へば その 悲 砰 ~ な 朱 水 T な 祭 下在 堵に安ず 2 你 弘 沙 せら 枚 1) SE 多品 筵所 篠 0 附 對馬 iii) 2 價值 建 归 73 道 12 TH 111 il. ---1: 1) なっ 沙 13 民 久 四 前) 7 0) L ることを得 信造 ----1, 产月 -3-未 如 た Tip 0 SE 6 板 寫 せりつ 10 ろ L だ経済 沙 門消 木 茶 を 先生 8 志 元 -附 問 此 4 じ 校及 八 ii! は ナミ iT 红 0) 0) ならず 係 0 ず之を破壞 顷 末 人 同 ナレ U る一 的 0) Ji 大 311 小 ---大阪 中 松 點 熟诚 13 川 i) 清壽氏 0) T 1) 村 領 花 みは 出 沙 月 1,0 T 身 财 11) 原 焼 大 to

知

ぎ治

我

から

欧

教育

0

力針

经

定

先生

0) 1:

徳を慕ひ

する

2)

0)

H

1-

盆

K

多さを

ふる

1=

歪れ

即

時

他

1

0)

手

委する

如

3

た

かっ

1)

非

3

まし

ごも

此

11: 0)

を外

Ti

要な

75

資

物

は完

全

保

存する

35

すこ

50

M

十三

áF.

十月

: : 75

4.

11

長期

〈漏

聖天子教育

する

刺

漁

發

i)

6

せ給

3

4,2

涩池

加飞

T

3

どころを

藤樹先生補傳

滞位四

J)

信

ill

10

發見

T

之を

淨

寫

後

之

to

藤

樹

書院

1-

寄

船

せ

h

大 3 H - g-果 14 Ti 問門 196 up 15 [1]] 1/5 6 11 [11] 司及 IG 1: 唯 ti 0) 145 H 遺 は 11: Hi. 壮 3 4 之程 没 1,0 # 儿 押 红 1 剖 原 11 動 年 · 1/2 AF 公部 機 IC 特 213 か 12 揚 143 解 經 經 之 十 照 過 は [1] 您 3 陈 道 to 膝 7 す 111 0) 111 [1,1] 樹 0) 樹 旅 京茶 全 1 ~ 先 10 5 行 焦 きは 博 2 維 11: 先 11/2 樹 h 先生 4: -文 持 挫 FI 0) 2 h 145 時 背 百 欲 等 刑 行 扩 門 To 造 先 す 1 多 0 金 は F11 Fi. 寄 を募 告 院 よ 不 0) L 郡 + 3 L 稅 誠 州 記 6 T 長 年 拮 0 il: 裔 藤 容 集 此 1,0 氏 河 0 据 樹 to 書 寄 易 0 毛 忌 幾 10 ~ 院 附 先 編 辰 た 3 7: 年 書院 多 安 3 藤 郎 生 1-阴 3 0) せ 3 (曇村 5 實 眞 治 樹 5 氏 T 庫 筆 先 至 82 B は 0) 3 行 生 大 50 更に豊 確 to 心 12 + h 字 書 全 以 72 Jr. 同 3 年 \$ 素 五 書 老 to T 年 h 牛. 番 高 富 + 經 因 日 圖 獨 五 0 月 遺 領 部 力 時 を は 0 b 島 八 年 實 部 郡 以 to 1-2 德 中 加 如 村 0) 敎 T 以 藤 30 2 九 70 1 月 3 員 樹 官 治 3 寄 弘 熱 他 T は 1-會 30 藤 揚 助 拙 附 有 誠 1 氏 旣 敢 至 家 せ 在 力 以 率 樹 5 方 13 先 所 傳 1-行 b h T 4 前 1 た T 3 來 事 L 在 n 於て 資 12 條 地 教 h 存 T 0 ナこ 1-0 藤 す 料 3 3 膺 郡 部 0 3 高 岡 是 7 を 詳 to 南 長 樹 よ 藤 記 氣 FI 先 1 作 山 h 心 to 先 h 生 樹 建 は 行 E 知 同 乏 生 先 真 12 きん 資する 郡 せ 同 3 書翰 筆 n 3 72 助 院 青 年 ~ h 嘉 し ば 0 な 盛 阴 柳 今茲 治 客 所 月 村 大 2 此 3 1 -1111 2 附 大 大 な 0) 3 あ + 學 5 大 溝 世 3 ~" 0) 學 は 祭典 JU 他 青 あ h 75 町 年 原 酮 8 h H 72 は 0

個 ---HIII 計 11; 1: 治 1 1-氏等 祭 to LI 原 SE. 14 行 下 The. 174 -常 朝 順 꺖 月 11: 1 3 個 野 11: 先 173 名 H 月 利 生 是に 士 144 圳 早 711 + 0 ~ 百 ず、 清 旅 縣 於 = 年 岭 T 師 H ţį. 祭 多 範 郡 末裔 畏 3 得 氏 學 -1 < 學 等 校 等 3 F T 行 之 清 1-勝 II. 多 入 風 氏 勝 聖 學 献 會 0) 氏 天 3 前 子 該 t 0) 0 12 途 遠 勅 せ 人 弘 1 h K め < L 0 < 12 は 長 T 0 30 き深 天 藤 崎 藤 柳 1 縣 樹 1 村 3 同 1 凿 先 檄 生 H 年 考 馬 5 六月 越 S 1 1-7 森 る 贈 3 南 題 先 ところ 3 IE 助 生 + 1-30 74 氏 位 T 0 招 遺 等 南 和 H 致 0 30 筆 有 歌 思 + 志 多 to 7 命 天 慕 郡 + 3 四 20 謀 F 降 h H 會 り修道 に募 遺 月 0 0 1 議 坳 給 兩 ~ b 展 决 日 日 30 覧 會 を 藤 1 經 多 IE 樹 會 日 To 書 時 9 7 位 開 那 織 0) 費 高 公 催 藤 1 爵 於 島 t 樹 to 以 b 先 那 Ш T 0 每 7 付 長 77 月 大

IF. 1110 13 北 生を世 JE 院 处 罪 17 合 紹 介す 傳 3 3.9 0) A.K 11. 機 5 1) FIT AF. 13 11 弘 得 12 從 3 135 13 注 院 目 13 您拜 13 信 此 シ ( ) 斯 15 0) 0) 111 鼓 13 吹 1) 0 (= 势 1 8) 41: -1: 6 11 n た 30 特 H 東京陽 1-から (1) 怒 Mi 19 主中 よ

30 12 0 說 5 催 陳 T 1-11-1 h 」と題する 2 大 との 郊 174 18 IF. 6. b 年秋 b 村 + て講 趣旨 設け 1. 先生 年 相言 から 33 1-0) て精錬 老 冊を著は 2 H 比、 此の M 入選 1.1 題して でた To つの禁を 佐野 切に を加 開 村 50 催 せりつ 先 之を世に 相写 至 43 ~ 生の りつ 大正 擔ひ 長 京都帝國大學文科大學教授 b 此 面影 七 尚 ナこ 加 個 は 旅 丰高 汉書 年八 公に \$2 削 ば、 -1-书 月郡 院所 せ 題する一書 湘 任 から 等 博 50 難 教育 -1-TE. 0) Li 語難 2 發 地 同 115 十一 世 0) 0) 19 经 11] 青 はか igo 1= 他 17 0) 年十一 年團 矢11 東京孝德書院柴田 1/11/1 よ **育に於ては、** 續出するに 1 1) 名 文學博士 T 1-0) 士を 月文學士 之か 7E 族 つて 樹學 聘 縣 1113 顧 山 河道 之か 4/2 會 T 红 加 il 肯 Te 小 發行 11: 215 12 所於 -7: 17 三月 利 德 Ti. 易 盛 DE (1) ないい 郎氏 力 先生 11-L 111 -1: 演 1 T 催 3 以 何 H を聘して (1) 口 花 1 を以 校問 T カッ 1111 橋 13 かっ 開 伦 今 じり Ti > -H 催 を読 货 を以 来 3 族村 旗 1-し以 1 0) TE TE 及 树 T 供 ひ、 Ti 先 Til -先生 IC 4 丁 ~ 修 训 b 4: 13 [1] h 7.1. 歪 -L 20 711 11 火江山 Fil 資 197 及 近江 並 10

R 遵 教 據 あ 樹 5 以 育 祭 り先 L 3 T 神 0 して 立 嚴 3 加 据 藤 場 加 を 創 よ 樹 + 0) 13 1 先生 年 立 價 5 3 祭 值 は L 終に 之を 典 沪申 师申 な 發揮 70 百 則 脏 省略 今日 3 行 10 Hi. 創 1-0 2 すっ 7 37. 形: 郡 红 0 先生 14 19 然 1 成 III 人 各 成 0 果を を供 典を 謹修 心 小 してこ 學校 0) 彻 以 見 E せ す 5 3 T 1-\$2 は 73 没 3 派 n 云 1: 13 歪 [i] MIL た 3. 王 す せ 3 時 3 よ 13 1 15 及 1-~ 景響 ば 水 L te 1) 力 50 以 さ説 J. 後、 集 郡 13 200 0) < かる 4 71 3 i, 年. よ 交 3 行 12 0) 3 ip 75 九 3 あ 企て カンシ 3 參 月二十五 b 0 0) FF 先 2 女 此 过) 4: は 3 0 b 後條 意 3 H い) 學德 是に 見 1) (1) دې 怪 御 13 から 己 pL 治江 T. 述す T 3 T 日 MI 115 1-る Emiss 14 J 1-T 傳 ر د رس 教 絶えず 30 5 文 順 公家 h 3 起 20 あ 1 1

三月 を終 高 その を改 Le T さな を減じ b 大洲 井 份 2 Tr 11.F 百 n 20 th は、 万 3 3 b 去の) 14 4 石 H に於け あ ば 御家 PP. 1-住 に寄 とせら 1: 北 り、中江 父の 30 族 至 日存 5 L: 如 から 12 中 きょうで F 棚 3 n ... 0) 0) 支配 禄高 りつ る あ HH 河道 族 0) 後 址 50 居 叙 日 治 1-樹 7 1: 0) 先生 述 帳 の勤 明治 疑 3 をその 住 b L 水と て、 は 同 + 2 L に「百石中江德 せ 時に、 0) 振 n 四 74 3 否定せらる 4 邸址 せるく 命名して 先 + 年 所な 30 中川落兵 生遺 に左 华十 大洲 より りつ 後 に一あ 和續するを得 また邸宅も禄 者 7 爱 F 漸 碗 月藤 衛貞 學 先生 ムこと 0) は 如き回答を得 左衞門」と 50 次 1-膨 TI 13 刻 樹 0 0) 元 0) 先生 大洲 0) せ 孫 創 大 0) > 即址で 50 を字桝形さし、 洲 牛 73 禄 V. n 高 3 明記 3 30 即 18 中 せ 相 さい 復歸 E 址 去 按す 膝 5 72 73 沿 60 30 せり。 樹 柳 る 相 n 0) 設 を P 先生 るに せ 書 0) ところに L L 院 建 よ 所 編 大洲 在地 よ 5 德 つ。 村上 君 は む 道を 養子の 左 は 3 6 を鐵砲 碑は 此 衞 制 藩 移 漸 氏 1-移 隔て 眄 度 植 次 繼 L 0 轉 1 て、 文 間 身 敷 3 1 T せ いでこゝに住 30 入學博 町とすっ は 地 題 は な る 1 L 命 養子 3 擴 祖 止善書院址 先生の祖 かせら n T 士巽 父の ば 0 張 關 せら L 叉 73 嫡 n 歿後 は幼年 30 前者は 、軒井上 書 加 子 L を大洲 父吉長 父 な n な の受け また先生 30 X n 今の 哲 相對 後梶原 ば 1-> に移 生 舊藩 公の 次郎 7 すっ 大洲尋常高等小學 ささ 相續 0) 3 以 事 0 遺蹟 氏 5 士七 る 氏 に元和 な 0) 百 E 可 H 0 口 60 る 常 揮 3 住 寬永 碑 御 十八翁下 五 使 全く 1-毫 する + 目 3 四戊 祖 果し 用 + 見 1 0) 災吉 せら 舊觀 シュリ 多 は 午年 0) 減 立 禄 7

柳藤 瞭 被 Hij 0) 啦 略 制に 31 相成り nJ 御 少人 -( 祖父吉長翁の食祿百石 たるものさ被し存候の 3 あ 随生は確信致候の 4) 存 たりの 候 A 140 右にて (大正十三年五月十三日) 御判斷相成度要するに、 若し吉長翁にして終身百石の食禄にてありしなれば、 云云に付御申越の趣も有」之、察するに顔父吉長公も最初は百石にてありし者にて御本人の存生中に 否らざれば嫡男に非ざる養嗣子の藤樹先生にして 吉 長 初 0 時 代に百五十 石を領 百 相續人たる藤樹先生は十五人扶 L 石の食禄 先生の を受けらると 御相續 以 後百 筈なきは、 口石に減 持の食験を受けられたる 少せられ 舊大洲 たるも 藩の 百五十 ご御

即

K

せて

質

12

る

0

Ifi 14: 3 0) 家 元和 1 遷ら 14 红 は n 藤樹 1 後 先 生 御 年 加 增 福 + 0) 歲即 2 あ 5 h 加 父 は 3 郡 F 井 宰 2 瓜加 0 7 風 0 早に 如 3 在 8 b 0 南 時 b ĺ なれ ならん。 ば、 後 大 洲 1 歸 b 7 藩 公

# 二六、風早郡に於ける藤樹先生の遺蹟に就い

### 序說

詳細な は無之云々。」と。また第二信に「 松山市 るに、來書に云ふ。「江戸時代統治の狀況を見るに別府が 多 11 して郡奉行 地 々文學士德重淺吉氏の 豫史精義」と題する著を公にせり。 確 年六月 び同 記 ならんと考ふれざも微整を得すこと記せらる。 力 油 村 信を に訪ひ 75 普院 ifi 红 記 孝氏 7 地 至 + 參考 K 30 明を聞き、また實地を踏 b 月 する 訪 13 の講演筆記 句大洲 、精査の 、滯留數 参拜して快談 祖 官選の H 父 に資せん 吉長公の郡 1 十九 に於て Fin. Ť 後、漸く柳原邊ですることの確信を有するに至れ 日歸途 もの n Ш 日 50 來遊 大洲 に見えた 寫 藤樹 なる ili せられたることありき。 [4] 字 饭 K せるあ 1-地を訪問し 外 先生 を以 於て た むらく 松山領 數 り。越えて大正八年八月畏友柴田嘿天氏同地 h 50 査するを得たれ 學行 し當時 K 如前 て庄屋の その 像改飾 は 111 編者質すに此の事 火災の為書類 就 せら IE たるに、偶 中に の治所 1. 鑑しせ 除慕式 有無を以 T \$2 調 たる \_ 引用 藤樹の祖父吉長は は多分 作 ば、更に伊豫史に造詣深き西園寺源透・景浦 大正十二年十月編者は藤樹先生に關する資料研 編者は 18 0) 然その邸址に住せる 111 焼失して一多徴 な 學 て直 Ш して里正 やは 雄琴先 ir 今の愛媛縣溫泉郡河 不溶 13 せら 5 を以てす。 り中心にして、庄屋(名主)も る に代官所 る に地 生 0) 層 別 1 柳原 あ 府 風 位奉告祭に ず、 53 ho 前 0 早郡宰さして温 氏曰 1-38 存 0) 沼田新七氏外二三の あ 編 逍 直ちに 然る 得 否を決すべ h く「庄屋 路 竹は 野 て柳原にな るに道なきこと を訪 に大正 地 かけ 村 たさ 容 書を以 柳 同して大に得 列 る縣 ること 原邊 (里正)は きに 0 泉郡 十三年十二月 てその 為 きこう 立松山 面 大 地 は あ ins ある 洲 6 元 1 野村 故老 面 とか ずい かっ ME あ 13 高等女學校 13 赴 R 方 111] h 見 别 - Ys-に邂逅 しさの 所あ 11/2 て柳原に 10 の二氏を 汀 49 その かっ 徵 せ 50 5 大正 3 しして 為大 111 IC

概

3 南 南 14 STE. 3 地 0) 1:3 伐 彩 b ナデ 風 h -/-1) 7: 1991 松 内 0) 1,1 柳 1 1) 111 七 3 利 どころ 個 地 19,i 13 Ili あ) 相 あ 木士 74 地 カラ 0) 50 に居 沼 院 h 接 力 8 h 北 0 新 1-あ 寬 HI 東 力 是等 5 1 L 前 新 地 T 水 11 約 9) T ん T HI 10 in 41. 别 14 ATT 忽那 0 東 太 泉 H -1: HIF 113 1/3 机 数 傳 闸 215/19 3 1-情はり間寺源 4 者 說 2 1-虎 併 今 1 111 云 T 義 ~ 沒近 倘 0 合 3 推透 大 柳 T 考け日 成 外 洲 育 天 洨 川年 小 47 Ш 原 ろ で縣 大學 林 よ 北 JE. h 挽 d) るに恐らくは十一 はおさころ/縁道造成の為/ 0 太 1 h SE Fi. + 闸 b 七 2 移 70 田厂 Fi 按 りつ 0 讀 等二 す 0 植 得 東 普 2 井 4 西 3 爾 西 泉 あ 氏 氏 を る T 來 は 郡 發 偲 町 住 伊 北 8 0 b 年を寛 潮 何 情 0 3: 0) 住 3 豫 條 后 野 冬若くは す。 1= 宅 內 3 せ 2 10 西 村 足 名 73 3 あ 本\* 北 地 海 大 集 は十二年の主 る n n 3 3 地。于 1: 字 道 な 3 濱 b 12 3 3 1-别 0 n 免 路 3 稱 府 同 0) は 沼 地 b 租 卽 屋 あ 0 赤頃な 實 0 5 敷 此 田 地 1 h \_\_ 得 0 是 當 ならんさ。前後の 新 は 1tz 部 0 瓜 地 居 地 此 此 七 n h 地 卽 城 方 氏 0 內 1 华 屬 0 外 日 地 to 2 0 右 to 1 橋き 替? < 更 3 藤 衞 起 しつ 戶 B 1 力 ii 檄\* 數 樹 2 源 地 + 3 す 木 該 先 0 尉 約 3 風 な 0 生 三百 樹 生 2 3 稱 箇 早 觀 南 無 郡 丰 To h h 應 す 0 0 村 植 存 0 格 加 中 かっ 40 3 8 0 有 共 父 年 稱 0) せ 直 刑 4 すっ 約 邑 (-榎 徑 今 2 3 岡 0 約 穗 長 松 あ 六 0 b い 神 公 百 中 通 山 大 松 阴 30 尺 洲 社 央 任 治 藩 14 0 坪 北 邸 TIL 藩 0 0 氏 また 宅 瓜 野 米3の 條 神 凑 四 家 址 間 0

から 2 3 無 11 3 0) 格 TELS は す) 名 75 明 恣 邢 12/2 15 林花 北 Zes 2 1 相 X 穗 们 Mi. 吓 焦 thin( 此 CK 3 ナこ Tp h -500 3 0) 0 8 3 は すい 傍 地 俗 敬 約 h 外 3 稱 1 かっ 終 8 島 To 小 椒 HI 唱 > 儿 0) 8 加 3 訳 义 > 7 あ 但 は 加 T 厚 0 h 立 0 說 7 其 0 0) 念 存 長 佛 2 14 池 す 公 泉 族 to 0 藩 心 傍 3 寺 行 は 厢 附 居 源 加 3 1 阴 透 會 氏 3 來 藤 稱 す 氏 島 かっ 0) 云 泰 3 領 日 2 德 睡 遺 ( 公 分 右 晴 12 を 至 衞 M FE 地 來 祀 n h 島 12 to る 7 る 0 右 -德 3 B 祀 to 棟 0) 3 右 來 n 物 73 あ 衞 島 3 瓦 門 氏 語 3 h 瓦 1 a 蛇 3 1: は は 製 越 藤 2 3 0) 0 智 0) 樹 鑓 目 0 2 借 下 那 牛 守 O) 6 時 來 牛 あ h 祖 島 2 0) 0) b 藤 父 人 0 叔 ~ 氏 等 を な 父 0) 誤 6 か 來 0) 紋 h h 每 久留 を 7 かっ 3 年 刻 0 20 叔 0) 島子 せ 父 傳 月 30 2 + 說 五 あ 2 日 h

採

72

b

0

20

惜

L

事

~

かいし

2

な

h

O

旅 樹 光 11: 辅 停

3

3

3

院

南

h

洲

主

多

本

質

2

すっ

你

牌

1

圓

朋

院

殿

月

0

せりつ 代官所の所在地たりしことは明かなり。而して一方別府にはか 窓定心大居士で刻せる。其他御藏所・育所・揭示場・士放屋敷・臺場等ありたりとて豐田為市氏は一々之を指點 因みに豐田氏は代官所の址で称するものか聞かすさて 自ら説を為して曰く、「圖中縣道の東側不明まご識したるさころは、次頁見取圖參照〉矩 形な為したる一家にして由緒ある即址ご見かっ しらごさ。徳重文学士日く、吉長公の時代には固より同邸にて政務を取りしものならんも、後に別の所に移りしものなるべし。」さ。次に巻考資 是によりて之を视 るごきは、 江戸時代に於て當地が政治上の中心たりしことは否む 是れ或以代官所の所在地にはあらざりしか。」さ。西園寺氏日く、郡等の即即ち代官所なりしなる いる山緒地の存するもの更になしている。 べか らず。 随つて

(古文書)

料を併記せん。

第一年 和 用 日 記

十月二十二日於,柳原會所,村々之通御渡之節御代官所方左之通被,仰下,候

十月二十二日於"柳原會所,村々之通御渡之節御代官所方左之通被。仰下 .候事 風早郡小山川村

七月七日於"柳原會所,參會之節左之通申定候事

(以下略之)

(松山市 西園寺源跨氏所蔵)

H

姓作

TL

郎

(以下略之)

口碑

- 1 て先生は何幼少なりしか以て手か引かれて此の地に來れるなりご云へること屢々ありきこと。 柳原多美雄氏は柳原の産なり。乃ち曰く「余幼時家庭にありて讀書せるに藤樹先生に關する記事ありしかば、祖父側らより余な順み
- (ロ) 沼田新七氏日く「先生十二歳にして母をなひ近江に歸れりさの傳説あり。」さ。

### (附記)

諸書に散見せるもの

(イ) 年譜 元和三年。同五年。同六年の各條。

(5)

大洲獲記並別傳

盗賊並欠落者云々。

(ロ) 行狀事狀 先生の立志。

以上(大正十四年七月十八日福)



# 三七、中江藤樹書置一卷の僞作なることを辨ず

### (一)中江藤樹書置

方へ遺ほし東國に呼下し、 ちからなく書置一通いこして家財をふりすて着のま、ながら江州へ立のき老母にかしづけり。其の書置の文に日 古語をしらずやさいひおこされけるにぞ、興右衛門身のあやまりをしり、大にはちて主君へいさまのれがひを再三申上けれども承引なければ、 1 3 様さも可以被||仰付 母い某にはなれ候てい他にたのむべきもの無。御座、候。されば忠孝の二つなわきまへ見申に孝いおもくして忠いかろし。私義はおもき方へ心 召,候得ごも、つらく一思さ孝さの二つをかけくらべ候に、君は歳を以て御招候得べ我等ごさきの庸儒れいかほごも御家に集可」申候。さて又老 置候事道ならず存候故、しきりに御暇之義奉」願候得ごも御宥免言ければ、ちからおよばず、ただ今立退申候。しかれば不思の者で可 は境を不」越さ中越其國が出べき氣色なく候。親壺人子壹人の事に候得は某な頼たよりにいたし龍在候所に、かよふに國をへだて親か他國に ざしかろきかすてて立退申者也。かやうに御家を出かされて二君に仕べき心底無」之候。此段聞し召わけられずして不届に被"思召」候は、如何 るい此い人の大功也。 江県右衙門學問王陽明の跡をかんがへ性理至極良知良能のおしえをたづれ、道春はごに博文にはあられざ、徳寅を本さして真理を探 我等老母壹人江州に龍在候。母子相はなれ候てれ養育心にまかせず候故、當地へよび下しばごくみ申度由文にて申遺し候へば、返事に婦人 少も御恨に不」奉、存候。道の重きにひかされ罷出候得ばかりそめに御厚恩をわずれ申候に似たれども天命の至極にお 其氣象自然で顏淵の風あり。一度仕官に身な任世東國にありし時、 朝夕膝下におめて養育せん事をいひ送られける返事に、其方學問なつさむる程もなし。一婦人は境な不」越。一さいへる 老母蛮人近江にあり。 あるでき興右衛門文な母の 11

## 江與右衛門維時

中

此の人につづくものなし。志あらん人の觜問答儒生雑記か見て與右衞門の行跡をあふぎ給へや。 お養太平記七卷 右之書置を大守間し召れ、かんるいを流させ給ひて則家財を不り強取したため跡よりそのまゝ江州へ送り絹給ひ わ。誠に徳義の至、 中與

ハ愚夫の了簡此上に難、及如

斯御座候。以上。

介壽筆叢一册蓋山地覺藏介壽之所,抄錄,也。今以 天保七年丙申正 通,機者名記之備,後日探索云

〈明治三十四年八月以

東京帝國圖書館本一一校了

教授官員安並雅景

## 細工流之見立次第

たおり 別て 20 守に仕へ知行二百五十石領して在江戸之務なり。 三皇・五帝・周公・孔子の書ありさいへ共、此心の一字を説に不い過。學問の道無い他。其放心を求る而已さ孟子の示し玉ふなれば、あながち心學さ 即か養育仕度存候間暇か被」下候へで願けれざも、中江が才德を惜しみ玉ひ更に暇を赦し玉はれば、今れ子右衞門力不」及、或時一通の書置し れば其事學に二つなく道ならば道學ならば學さこそ中でし。 碳近 名くべきやうなし。 キ比、 ひ迎ひを上せて下向た招きけれごも、 つら手を不い附残し置、身ずから密三立退ける。 陽明流の學者備州岡山に徳を殘し、 右熊澤を以て心學者を稱するは了海が心にあらず。 夫人は不」越」境さいへる聖教を守りて老母中々納得せず。依」之與右衛門止事を不」得主人に申立、 然るに中江が老母一人江州日野さいふ所にありけるた、 熊澤了海ご聞へしれ其先きいづれら道を傳へ玉へる。 書置日、 諸のおしへ多七千餘卷之藏經、 抑々熊澤が理學のはじめを尋求るに爰に中江与右衛門さて西國の太 五千言の道德、莊子之三十三篇井子列子等の書 かの手筋を專ら心學さ申由承候。闇。響 與右衛門呼下し、東武に於いて養ん事

私在所江州日野二老母壹人有」之手前郷に呼寄養育いたし度候間度々迎たいらへ遣招申候得共、夫人は不」越」境で申金言を相守承引一本片の『本本生を終を二作ル 一本年に作り 一本年の学アリ 召 る方なく覺候。依」之此度不」顧,恩儀,密立退候事不忠之者で可」被,思召,候。乍」然忠で孝で引くらべ候。忠ハ輕く孝ハ重し。其故 二才に可」仕心躰無」之候。ケ様申候事不屆"被」爲,思召,候はゞ後日被」成,御葬,候て何樣、も可」被,仰付,候。毛頭御恨不」奉」存候。以上。 抱一候得者、 就、夫先頃頻に暇を奉」願候得共御赦不」被」下候。 如"我等,之者御家三何程也相勤申候。 又老母は私に離れ候而者全賴寄べきもの無,御座,候。然者孝之重き方に罷越度存立候。 倩~廻"思案,候に老母は拙者壹人な賴候得は、離"遠境,住居罷居候而者、 旦暮之氣遣や ハ君以、錄被 不 仕

る云云。(除姚學苑 かしづきたゞ関子の恨をかくし、 右之書置を大守披見ましく 感涙し玉ひて、 ひてへに曾子の志をあらはし、朝夕孝行に仕へ、常に象山文集傳習錄杯を陽明の學二翫び江西の儒と呼れけ 即彼が殘し置ける家財を取り集め江州日野迄送られけるさなり。 扨与右衛門の在所にいたり老母

中 江

与 右

衛

藤

者は あ 五年十一月國書刊行會 史籍集覽第十一冊介壽叢書中に編入せるものにして、 作歌を烏丸資慶卿 堂とは都の錦 り。元祿十五年三月京都五條通書肆桝屋青山爲兵衞の の匿名にして本名を宍戸鐵 に學びた より江戸時代文藝資料第五卷の中に收めて出版 るも、 戯作家となり、 舟と いひ大阪の人なり。 後罪を得て薩摩に流されたりと藤岡東 出版にして、元祿 その原本諸藝太平記 叉儒 せり。 書を伊藤 十四日の冬の は 著者は梅園 一名元 齋に、 仲と 禄 太平記 甫 遺稿 とい ふ自序あ を といひ 3 卷四 北村

No.

汗 111-11 心之 史 見え た 1)

沙湖 0) C (1) 11 答 桃 11 -7 るい 13 (= 3 1] 4111 著者詳 教を 川 3) -11-PI 13 It 3 から 5 なら 置 (') 13 りつ 13 文 ず かっ 11 どい 後 6 内 者 - j. ~ は 聚 ごも 徐 介 姚 13 學苑 2 神 沂 济 (7) 111 ご稱 颇 -111-大 13 20 (Thi 相 L 誤 加 災 類 傳 15 車子 -す 多 井 2 3 始 0 8 E 85 大 博 TE 0 1 13 南 車F b 3 井 (1) 秘藏 3 20 1 問門 恐 113 2 水にして 12 -1-苦 ~ 大 日 īF. 水 13 11 降 年 111] 140 六月 511 派 () 王學者 之哲 131 [1]] III. 學 111 12.00 it 他 1 -别 HE 10

### 僞 作 なり 3 する 理 由

書置 文 0 處 9 5

樹 を載 [四] 3 帕 は 亦 13 档 20 樹先 Ш 大洲 先生 0) 本朝 季成 傳 13 大湖 3 (114 1: 題す 1/5. 3 14 組 拉 -5-4: 7) 11-なお なき 傳 1-树 削 112 11: 先 卽 4/1-Til 1 1 非流して . ) 1 つこ 山 11: す, 朴 Ki J) 文 水 분 11 4 6. 14 3 かい 書を \$2 177 郎 ---退 III 質 7: 1: 文 太 财 松 b 1 90 夫氏 へるさみな人中傳 ip 忧 1-(= 十八 借 ) 车 图 85 野 2 先 [1] 1) 0) III せ 年: 11 生: 亡は 家 AL TE な ごけ h (1) 水 0) 111-0 書翰 h 後 13 2 月に とすっ 30 1 3 兆 5 叙 珍 樹 (= 北 H 流 光 (= 藤井 德 111 11: 處 L 4: 非氏の本朝孝子傳に 載せらる また編 - }--7 Ш から ii Y 11: 水 13 彦 0) 3 から 12 红 なら 171 15 8 3 並 治 0 0) 致 1 0) すっ 3 ti 舆 -1-T 1 1. H 書 0) 九 書 石 4 伊 法 种 舊 花編 あ 0) 50 豫國 書物 ろ 12 0) 大 多 洲 書翰雜 b 喜多 文 Hi 3 3 新 は あ 了-0 1-谷 先 30 郡 は 1: 說 149 11: 著等諸 外米 直 をなすも 潘 \$2 1 3 13 真 8 村 元 腊 もって 書に收録 矢野 年 100 な 敬 0 0) 真 12 か 35 3 15.19 杖氏 ば、 3 な せられ L だに傳 1-T te 不子 那么 寸) 此 3 验 3 0 3 傳 すっ 如 1 一個某參照二 すっ 3 係 3 战 膝 8 b

長濱迄見送りしさ 時 右 ぎずし 洲 は 地 大洲 1= 申され 别 1E 滸 に書置文な h ては しさのケ 艺 佃 小 かっ 様之事によりて 1/i 1 る流 衞 る書質存 14 (1) U) 书 採 ----V 般仁 たるもの 1= 12 彻 1100 11 -() は pri 北非 AL 中 13 で逃 3 1: 3 3 よし 3 P Gili 0) 給 111] 2 216 見 47 るさ見 かっ うん 73 3 50 たこ のかたられし某者を時先生さつれに親 8 1) たりの語 0 0 1 然 如 かに運 n ごも此 是に 田谷隆高は本地 は致化 よりて之を 11 なり 视 3 们 致仕之砌 13 2 俗傳 きは

に似

へし

先

自管

u )

占翰

た行

-(

見るに左のごさし、

义

者)

3

人

ろいも

右に寫し置ごさく

か。 ろに

中

氏

9

## 二、文體上の異同

収すべし 先生の手に成れる書翰文凡壹百通 は載せて書簡集三卷にあり。 讀者 一讀して、直ちに文體の相違せるを看

三、川語の異同

券後とあ るべきごころを養育云々に作れり。 翁問答鑑草等を始め書簡文中かゝる用例あるを見ず。

四、言辭不遜

社: 0) 々何々至誠の文字ならざるなきに比し、 書置文の 如何に不遜にして禮を缺けるか を思ふべし。

五、思想上の矛盾

3) りし 孝は重くして忠は輕し云々の一句あり。等の考ふる皇室に對するものご固より區別ありご雖も や否や。編者は翁問答中より一二節を摘録してその然らざる所以を明かにすべし。 果して先生にか 1る思想

イ、君父は恩等しき者なり云云。(本全集卷之二十二、一〇頁)

17 君のお り云云。(同上三一頁) んはおやの恩にひとしくおもき厚思なればおやにつかふるごとく心をつくしてつかふまつるな

六、署名の妄

せること曾てこれあることなし。 中江與右衞門維時と署名せるも先生の字は惟命なり。また「玉手箱」に藤樹に作れるも先生自ら藤樹と署名

七、東質上の矛盾

御門呼下し東武に於ゐて の太守に知行二百五十石領して在江戸之務なり。然るに中江が老母一人江州日野といる所にありけるを與右 王手箱二、私在所江 一度仕官に身を任 十石さいひ、在江戸之務さいへるが如き、 111 せ東國にありし時老母一人近江にあり。」といひ、玉手箱に「爱に中江與右衞門こて西國 日野に老母壹人有之云云。」といへり。取るにも足らぬ僻事にして抱腹絕倒に堪 養ん事をおもひ迎ひを上せて下向を招きけれざも云云。」といへり。 全然無稽の言のみ。 末尾に「右の書置を太守聞召されかん その日野さいひ、

3 1,0 3 11 ころ -[11] 3 家財 18. 不 11: 处 更 II 1 -傳 3. > 13 8) として 後 よりそのま 7 なし。 > iI. 州 1 届 1 D 0 \_\_\_ 2 あ 100 此 1 1 济 THE 13 川 4

15 1-加 立) 界する所に 1) 1 1. 1 より 古傳 て普置文の 0) 先生 0) 筆 1-あら さるこ 3 は ľ is 料 然た 3 3 0) す) 75 1:

## 三八、藤樹先生畫像に就いて

族 樹 先生畫 像 は 大 别 して 社杯を着 4 3 식 像と 深 衣を着せる立像の二とす。左に之を細説す 15

は京都 袴,聞に 3 此 K to 3 8 6. に、淵宗 所 补行 ふは 30 は所在が え 竹像最 一手端坐。瞻。仰之不 覺起 敬。何、淵宗誠家藏。藤樹先生真一幅三 称 脏 ili 下博氏 計 しむ。寛政 付って 上京區 樹書院最 玉 かっ 客附せら 减家藏 藤 L 置氏 0) も古く且つ正 あり。また福 め かならず。 177 U) 小松原北 の寄附 ナ 巨近 7 0 八 古の るな 林寺 銅像はいづれ れたる 年秋畏 小室 造像。藤 4. 1-に係る深 川」 翠雲畫 確 井氏 ~ 答附 梅戶 而して行 くも 浦苗 るも にして前 井直子氏之を秘蔵す。此の せられ U) 1E 村 句 何等軀幹解二 一幅。否友津川 衣立像 も此 腻 先 0 真 故 光格天皇の 相 狀聞 1-11: 元 进伯揮毫 友津川仲通 して、社 (11) 0 13 3 3 行狀 造像 0) 傳 る石本曉海氏 藤樹書院 111 種冒 の記 竹像ならん "穿了這樣衣"後間"茲像"方信"其堪"用云。書院戴,先生故衣裳,稱皆極澗大。意 聞 如 (T) 有 傅に先生 1 すべ 事稍 原據 悲像 朋 常人 族 等就:德岡 0) 公の自ら歌を 巴の から な川川 3 2 は質に此 小川場 かを疑 殁後 せるも 作 のと全く 紋 申请 際を缺り ざる陽 藤 あ 갮 ふっ大正 50 氏得請寫之。先生儀 阿人 樹 5 0 ~ くは 三幅の 11: 申品 111] [ii] 1) 训 な るもの 題 を擴 儿 學的 るどころ 一なれ せる 3 同 京都農屋町 像 41. 山 中 大謹 > 儿 城 8 派 が先生の 中品 11 は疑を挟 如 た大 (-14. どいへ 大正 ありて或 とい し あ 0) は今尚藤樹書院に現存し、 賀縣 阪 せる b 窺 出 母堂繁松公に談 然れ 0 13 貌豐碩 堂(0) るも 3 高 も 4 174 3 ごも は 0) 石 年 0) かか n [1] Ti [高] また 東 部 餘 0) 切 [V] 實たらしものならんつ問 即ち是 作吉川 書院 1 111 大清 り。不知 地 目 京 こし、 先生の 原 か 咏 同 [11] しとすっ 眉東髮、著一眉衣及 出土工 见氏 又平 北 ni !!;i 申品 0 不 なりつ 11 Ш 系 0) Hilly 裏 IC かっ 知 統 按す に命 近 提 1-所 衍红 京 死 U) 8) 都 學紀 C h た 0) 3 す 1: V. H 0) 大藤 b

光 rh h は 御 17 4, 5 省 廣 -1-THI すっ 森 像 < あ 拾 野 爱 井 後 瑞 A 3 友 媛 55 10 0 1-州 1: IIII Hi 3 乃差 以 縣 八 L 豫 傳 10 郎 積 T Ty. -州 君 來 油 笙 大 TE 從 HH 居 2) 子 (1) 洲 الال 不 倫 0) 14 0 來 1 風 观 0) F 有 学 俊 11-招 則 N. 2 南 47 1-1= 寫 校 120 安 111 3 O) 能 得 h 院 置 は 7 何 1-H 2 1-雄 L 孔 明 省 n 子 琴先 1-後 安 かっ 0) 玉 像 寫 置 1-區 2 0 2 力 真 60 所 0 牛 後 す 0 せ 多 子 る 0) 世 謂 3 7 藏 幅 JF: 良 8 0) カコ 温 当 策 8 は せ 0 は 60 良 書院 3 は 小 知 氏 0) ひ 恭 を以 72 携 落 111 h 儉 まな 欵 村 言己 3 難 帶 讓 72 -7 而 0 0 行 原 堂 追 3 住 T 風 狀 を 吉 形 隨 涿 加 丰 聞 立 內 38 安 館 濃 2 傳 置 證 T 存 記 1-厚 先 3 年 す 在 0 1 品市 B 代 たま る 3 h 四 顯 御 同 文 8 to 0) は 像之 樣 2 得 字 推 カジ 0 る 0 0 な 12 知 あ 0 記 事 また 3 ま b 大 b b 事 元 a 0 正 0 72 5 文 3 按 此 以 不 = ~ 而 Ti. h h すい 難 1 年 7 0 0 庚 當 13 7 幅 74 る 申 尚 然 1 住 月 時 h 解 年 學 該 3 吉 藩 八 n 同 幅 書 內 500 B 者 0 5 志 沿田 はす 大 3 0) 像 ~ 記 阪 火 今 江 先 3 3 時 は 井 后 生 御 3 稱 0) 故 27 尙 容 朋 づ 為 あ す 房 偷 燒 b n 對 貌 社 ろ 於東 失 堂 3 頗 7 3 L 0 肩 傳 7 3 せ

## (ハ) 大溝藩傳來の畫像

20

72

る

容

IL

0

班

20

窺

3

1-

足

3

~

(1) 化 \*\*\* 1 1 2 探 114 14 HE T 百 SF. 11 未 文 7: 知 The 11 沙文 1-3 JF. 111 城 0) 12 4 は 侯 月 笙 CX : i.C 0) 3 III 殁 よ 任 旅 3 75 政 すっ h 幅 村村 Fr. a) FF 50 H 1-红 颌 院 此 1 年. 2 溝 て、 普田 0 (S) 有 相品 3 -1-文 八翁 旅 後 30 8 六 島計 故 以 3 井 佐 此 大 大 7 1 あ あ 溝 瀌 た b 藤 0 n 書 氏 はず 7 h 此 潘 之を 0 齋 同 學 0 像 2 郡 校 書 筆 0) 0 臓す 饗 脩 0) 像 碩 雄 木 庭 身 0) 1 梓 0 版 成 健 村 已矣幾 0) 文 は 大 0 n 年 亭 藤 舊 L 字 3 月 饗 樹 は 7 は カジ 星 庭 分 な 此 大 安政 霜 院 b 作 部 0) 洄 云 原 藩 年 72 云 藏 カジ 0 林 以 る T 年 1 前 0 to 戶 橋 以 替 0 郎 定 失 同 73 前 府 治 藩 3 あ は 13 溝 すい to る 氏 0 3 0 士 0 長 多 田 阴 r 珍藏 以 础 野 知 1: 推 野 熈 72 す 知 是 7 间川 d 氏 世 n す 之 En 畫 氏 1n 3 を 多 所 3 B 知 3 藏 6 全 拜 ろ 文 領 文亭 0) る < 幅 2 晁 同 な 筀 型 1 7 1-Im 學 3 b 0 安 唱 熊 0) T 佐 前 政 から 樹 > 昭 書 後 藤 to

見 る 0 此 光言 0) विष 0) 他 省 相 to 15 子貌 細 te b 小小 0 视 傳 死 の大海 す 是 候 7 一批 とより 拜領 は なし かの人なり。即じたるは長野は 異 照 100 す 匿 3 よ 熈は誤に b 少 此 字しか ・松本義懿氏報。(藤陰)で書院に寄附したるは其 らずと は 彼 n い 比 3 3 溫 乎た 2 0 3 扇 中 稍 30 右 K 圖! 毅 L 刀 0) 氣 0 紐 泉 8 0) 題 1 は げ た 3

樹先生精傳

藤

3

等

枠。し TP (2)in 8) 木 n 木 30 30 育 6 沙 多た 1 3 义 145-源 10 -- -50 凹 申品 U) 3 所 今こ 111 من ا 11 完 te 游 0 引出 先 據 1-- | -梓す 4: 橫 3 彩 性 所 H 1) な 格 公 斌 詳 是 恭 泉 4: か \$1 は 10 1-15 伦 池 THI を描 43 永 旅 厚に す - -0 写 年 验 抜す ---간 揮 U) 月 H 4 1 3 U) 3 1-11 0 73 8 此 1) 0) 0 6. 0) b 73 0 帯て 50 像 2 狀 ~ L 以 犯 本 0) 魁偉 0 T 題 木 先生遺像 當時 何 17 1-75 漢 學者 文 1-記野に関いて T 1= 明高 諸家 0 Zi 1 -31 -る前 り、心臓學 族 (1) Hi 1111 樹 得先 先 1 11: 對 どころ (1) 门 i'i さたく 像 思 · 修 预寫 想 1,0 12 摆 1. ナンコ

ず樹 係 Titl 梁 邢士 南 升 る 別 答 1-11 ~ 附 きも 京 木 初 村 せる 沈 O) 今は 3 升 家 0) 0) たかり At. 知 1= 1 る 11 0 1 3 慶 此 ----由 中品 75 0) 申品 U) 南 1) tiji 大體 0 0 人 [i] U) 75 彩洁 初 b 構 朴行 0 间 木 治 村 IIII して 3 大 略 岩 闸 12 浜 相 湖 8 似 石 まなた 73 :井: 75 殖 [1] 3 大 時 #Y 郎 10 别 IC 0) (7) 1-人なれ 秘 视是 然す 颁 1-ば、 3 係 2 Hy きは 大正 里 (1) RH [11] -47.5 1: 何 年 少 かか 6

班

38

表

六

-1

75

2

训;

30

U)

75

3

3

H 3 因 8 2 1-0) を L るすっ 用 15 た b 兆 按す 沭 3: 73 13 1-选 膝 何了 樹 12 書院 0) 計 祭 像 THE STATE OF 3 中 都 1-T 社 同 林装 1-藤 0) 紋 111 か 賈 小 南 1) 4 3 0 3 兴 此 す 0) 两 ~ 兴 1-限 3. F h 藤 1 文字 30

II.

藤 村 中听 Til: 11-THE U) 111

盐 0 HI 來 は Mi Ш 知 近 JU 0) 水 利生 - 11-に詳 かっ な n は 左 1 之を 掲ぐ ~

近 il. 迎 A 旅 樹 先 4: 初

梅杉部 志在重像 真剛 证先 伯生 作赞

行 网 治 共 Hi. 阳 41: 。金融 744 賀 3 縣 高 63 杉 福 illi '坟 TI 同。先生の 村 5 打 から 站 京 か 3 杉 ?!!j III 阿川 先 4 0) 稱 4F 乳 0) 後 援 to 得 T H 刊

進 松, 光 Ilii

早。何。 有。後 曰,和 近近 聖

右 5 70 0 奉 档 版 多 C 常に該 揮 湮滅を惜 せ i, 校 1 社 孙 揭 ささ 15 47 415 5 狩 版 野 12 たる 友信 加 1/1 右 学 (1) 1 (1) の近 i) 御 11 il. h 俊 平 THE STATE OF 1 時 JF 0 御 说 111 像 風 さ 1115 位 11 節 有 [3] \_\_\_ 係 15 3 かり (1) 1) Gili 长 た か 山 相言 75 b 福吉氏 杉 illi 知 北 近安县時 4 11: 1: 1,2 金 0) 際杉 印 - 1 [1 1] illi 75 (1) 小 餘 5 3 前

光 7 伯 n 0) THE 名弊 U 1/2 許 揮 黑片 III 3 10 也 を受 せら 30 間 33 17 是 n 7 38 青 んことや 大 懷 柳 IF. 村江 九 红 願 坂 1 F 敏 月藤 力は 男氏 しに快諾 る 樹 原 0) 書院 紹 據 せら 3 介 所 7: 1-藏 る 依 n 0 ~ h 淵 37 IE 艺 御 山 書 八 0 寄 30 像 年十二月之を書して 贈 求 0) 0 揮 8 御 5 毫 書 を依 3 像及 0 賴 是に於て 藤 せ 樹 先 與 1: 生 佐野 5 0) 遺 高 供 n 服 島 せ た 50 を 郡 L 借 長當時藤樹書院の管 舊 h 畫 7 0) 數 戶 坂 在 氏 から 相

3 信 禁 用海 す 像 72 村 7 10 3 nit 膝 1-38 mil: 以 創 村村 佐 野 Tr 7 邢申 44 FIL 協 加上 311 替 1-0 市中 晋 18 的 3 华河 は 1-3 2 於て 1 L 70 藤 藤 探 樹 1 保 用 村 神 存 先 せ 社 生 h 1-せ 奉 h 0) 7 9 2 納 御 を 書 व 2 3 多 約 像 者 欲 多 せ 3 ED せ な 3 30 る 刷 0 ろ 頒 布 年 來 せ 亦 h 0) 宿 質 3 堂 9 欽 多 る 仰 達 計 す 割 1 得 ~: あ 3 7 h 御 0 餘 書 其 あ 像 b 0 原 0 其 圖 加 0) 1 3 所 7 多 佐 7 得 野 本 3 理 書 者 惠 像 長 73 to h は 推

桩

戶

計

伯

70

訪

5

72

50

百

年

Fi.

A

御

書

像

成

3

0

大正九年九月十五日

原 田 知 近 識

二、深衣を着せる立像

底 行 な 3 3 せ 以 升片 沂 3 1) h 60 旅 0 旣 BA T 村村 h 書院 束 吨 湖 3 傳 平 1-MAL 12 0 京 沂 柴 何 所 0 111 3 紀 图 享保 多 津 旅 H 風 所 聞 花 姿 樹 抹 傳 1 阜山 0) 統 殺 あ 五 多 書 書院 見氏 偲 院 す 幅 郎 h 9+ 0 3 氏 3: 0 1-誤叫 有先 所 また ま 1 藏 多 3 14 藤 持之尊 足 同 幅 72 好 年 村 生 ま 御 樣 1 先 5 多 著深書 ずつ 月十 幅 す。 模 浴 牛 像 畫 0 寫 貌 30 鱼 衣像。大失 3 書 像 湖 七 像 せ 0) 享保 3 學 如 0 日 3 カコ 72 き大 傳 裔 紀 8 勢 題 七壬寅 來せ 孫 す 聞 州 8 0 に 3 73 中 百 0) 洞 其, 參考 3 江 仲冬寫之。 津 好 記 3 8 (真,矣。) 家 8 藤 0 事 カジ 0 を始 士 は 如 どなす 0 堂 あ L 移 あ 和 1 h 0 泉 2 頒 め h 1 」と記 支 に て、 守 筆 與 T 4 而 以 L 族 足 家 者 世 ^ 今そ T る 3 b 臣 詳 7 0 3 滴 2 家 8 は 30 王 かっ 2 置 評 0 1= 0 0 ならざ 最 12 B あ 0 佐 支 3 後 見 右 る 往 を除 那 多 氏 ~ K 0 衞 n 之 感 化 傳 3 門 3 8 3 せ 承 は < 町 せ すい 外 同 編 淵 る 者 奉 んば また 多 樣 者 多 0 出 行 忌 末 < 2 0 は Ш 畫 避 は 2 逸 南 裔 0) 時 6 筆 像 高 品 0 世 -加 3 技 支 浦 多 3 堂 弟 72 拙 藏 那 73 る 定 る 直 す 彦 な 3 è 劣 化 養 奉 30 氏 失 1 る せ h 30 納 1 3 る 之 指 は あ 30 Ī 0) 然 b すっ 0) 世 故 0 あ 到 n る

藤樹先生補傳

本章を艸するに丁り京都梅戸在貞壺伯大溝町笠井劼大洲町須内實三郎の三氏に特に資料の提供其の他多大の

## 三九、藤樹先生の家紋に就いて

膝 神 10 樹 先 生の家紋に凡る四 に付するどころなり。傅へ 藤樹書 院 所 派 种 U) 先生遺 3) 50 その山 て中江家の本紋さなす。 H 暖簾 來詳かならず。左にその大要並に管見を記して參考となす。 (傳說先生酒を賣れ る時店頭に垂れら れたりさいふ) 並

の紋 之宜也。人之行 下り藤に三。是れ なるべ はは 故に本紋 上り藤に三の字を遣けり。 しさい たる下り藤 也といへり。天地人の三才を一貫せる 藤 樹 の中 先 生遺服 央に三を畫 黑麻 是れ武士は成 礼 きて聖學の根 称に付せるも り下が るを忌 本 のなり。 思想を表 ものは孝なれ むごいふこともあ 什麼 樹 響 院 示 せるも ば三の字は即ち孝 按するに孝經に夫孝者 0 には れば後世 あらざ を表現 1-ろ 至り變更せるも かっ 0 天之經 嫡 せるも 流 中江 家

に加 かっ 藤巴。 生舊 むる 藤外 12 るには 君 高 樹書院 あ 懷 忠此 6 3 づ先生の さる 0) 0) 所 紋所 滅門 餘 り直接その家紋 母堂 人淵 0 30 川 に談 So 四 山 の進 じて承 加藤家は大洲侯の家老なれば或 かっ を用ふるを憚り、 認を得た しめたる藤樹先生 りと 0 家老加 事な 真像に付するところなり。 れば粗 藤 は故 氏の紋所を附して 漏 ありて賜 0) 南 るべき筈な ひた せめても ることあ 岡山 し 大洲 0 りし 此 思出 秘錄 0 かっ を 像 觀 沙 3

にては學問 13 槽 膝 元到 樹先生畫 PE 0) 一。是れ 道 を讀みて大 は 此 旅 0) 业 木 樹書院所藏 小村梁升 さ云 1 感ずる所あ ふ処理に 0 1E 祭 具膳 1-成れ 徹するにあ りて太乙神を祀 に付するところに る同語 たつ 像 1-当此 此 n U) るこごあ して大溝藩 (V) 紋 に徹すれば即 を川ひ 50 太は貸にして乙は 士横川 7: 50 ち聖境に達したるなり。 公恭 額かに按する カラ 春木南 なり。 漢をし に先生常で唐 唐氏 考

一

述 35 を案出 भूम H るの 讀者そ るところ單 10 心 せら 依 \$2 の意を 7 75 n 派 1.1 12 は J.F 諒 編 ろ 疑 书 3 3 0) 先 0) 批 胆道 生 HA IE 說 南 カン を客まるうこ 5 共 1-> ざる 過ぎざる 3 考 せら よ か 0 h 8 此 12

3

以 0)

> 1-0)

3)

3

5

幸

北

なりの

### 樹 書 院 炎

[1]]

治

十三

华

六月

Fi.

H

F

總

或

11

此

郡

益

里

村

良

知

建 起 5 從 b 扩 30 席 2 院 か 74 8 天遊 は 个 焼り川年 失! 九 先生 b 37 37 恙 部 戶 儿 人がで月り茲摩學 柳 ip 月 7 風 18 Ill な 修造 主 篤 焼 烈 74 < のに樹制語 崎 8 年 失 志 角 重 奉 14.4 30 要 L 安し、 加 か 起 H 郎 7 りて 夜某 b 縣 る 船 氏 77 寶 域 怒 て書院に燃え移 また 管 "物 朝 闔邑忽ち炎の 家 菲 4 K 0 川河 下側小に 手 5 + 亦 恨 偶 1 新 田 して鳥 華 Fi. 4 K 3 小川兩村小學教育 とし 火 安 1 年 73 > h 50 定 假 多 P C 未 藏 氏 T 失 先 b 30 燒 街 外 1-牛 失 n 育 となり 72 to り。是 の見つ一 すつ 50 ごも 宇 せ 發 な h

北 00 反別 土り盛 小 0 川 愛神二百十 段二畝二十九步 道 地像想 宅舊 古門ノ北 番 地 九金赐 川 田田 書 下海 院 史 蹟 碑 路 碑 H 4 水量 財化  $\Diamond$ 

形象 樹 先 生 豧 傳

六九

らずっ 深 協 11-竹 院 强 何 族 ell 18 F 13 t, 納 树 門院 書院 1: 是 10 刊 75 12 改 TE. 冬 りつ TF 染 0) 境 0) il. 內 計 火龍 0) 证 II. Ti 11: 4 17 Ty 1-1) 行す 建 0 不: 前 华刀 () 今存す 等 構 12 500 0) 形 111 桃 7 村 は 要 pilli 前间 さこう 3 未 Jil: 揭 附 だ成 創 本高 水 泊

### 先 洲 1 銅 17 像 於 け 0) 建 3 藤 設

剙 物 H 3 建 洲 换 琴郷その 70 洲 0) 山 歪 は 移 ひ以 浙 111 藤 道 Cali 樹 1-(1 先 0) ---T 200 華倫 11)] 鼓 3, 4: 治 吹 さころ 修 YA 大を 維 孫 從 新 勉 0) 0) 日 なく 版 む 地 0) す た 3 18 とこ 承 1 h h け、 0 ば 主 至 り、 3 南 先 \$2 あ 11-5 生 3 善書院 終に廢 b 3 O) L 德 0) から 7,0 池 111

共

食 盛

K K

かっ

な T

3 絕

3

0)

b

同

志

相

謀

1) 41:

治

Fi. 濃 3

11

大洲

并提 3)

樹

10 4.4.

制

**补**能

沙州 7 は

份

L

えず。

鄉

1

欽

仰

思

0)

情

3

1:

PH.

L 6

13

50

然り

3

6.

~

ごもい

11:

U)

淵

芳除

b

7

切

藩 朋

加

族

to

找

[1]

村 THE

E

加

越

に推 泰秋

蚁

下井

11.

太

115

10

1-於

### 面平院書樹



樹

先生邸址碑



照參條年七和元譜年生先樹藤

像銅生先樹藤 頭城洲大



照參項一十四第傳補



水之江中



照參項五十三第傳補





景光の遺差御使御下陛后皇



御通代靈御祭座鎭社神樹藤

補傳第四十二項參照



11: 1) 井 Jil. HIND ALA: 1.4 30 論 式 美 0) to 换 1-PA 1: 份 初 高 10 算 哲 縣 说 仙订 2 1-肝疗 2 界 佛 風 ti 次 The state of 一件 亦 倫 111 L 題 方 术 70 78 流 膝 0) 11 郎 1 学 To 7 す 曾 泰斗 某を 1 1.3 村 IC 12 0) 13 りつ 佐藏 風 10 川 3 70 )jits 仰 0) 界 数 品牌 する h 原 派 攪 HI 亦上 3 00 "父 1 造 絡 福 不 演 1-除 文 Tit 12 K 况 深 足 L 茶 14 至 to [ij 1b 某高 此 1-大 孤 3 IC 6 3 裔 0) L 1-講 大 て、 哲 的 18 採 式 先 0 0) 3 0 洲 典を 得 如 好 手 勝 生: 43 島 3 首) 影 1-總 3 117 那 8 h 3 E 0) 1) 應募 響を 0 はま 常 教 よ 1-界 裁 1 (= 0) 先 惟 員 行 至 代 加 像 局 b あ E 豫 及 會 牛 等 7 b 形态 2 n + ( 10 0 0 b 60 定 ぼ 謹 原 0 1 小 副 T 泰 内 す 0 除 圖 餘 0 7 學 製 會 加 月 秋 德 8 校 古 額 頭 惜 慕 子 炒 せ 2 加 多 響 5 藤 0 1-0 0) 1= る L 0 徹 して高 然 1-あ 偉 開 行 揮 達 庭 る い 千 書 哉 3 餌 3 から 腐 毫 八 t 人 1 は 1-さ三尺 1 3 中 代 蝕 L 分 面 h 1-とす。 嗣 藏 材質 事 る 藤 至 係 玲 江 を め 多 樹 青 以 12 3 泰 瓏 藤 n る 30 てす。 柳 とこ 危 先 粗 DA 樹 h 通 0 寸二 3 生 尋 惡 氏 先 干 所 明 全 ろ 常 夫 古 聞 牛 邓 是 治 n 是に 叉 技工 でに於 妻 分 1 集 + 四 聖 初 0) 高 編 發 1; 等 十 德 8 感 114 は 0) 起 篡 小 年 於 さる 7 東 \_\_\_\_ 銅 改 化 學 六 大 其 鑄 主 京 年 萬 像 者 は T 72 不完 洲 其 校 + To 0 0) 任 月 大 よ 衆 知。 結 j 文學 長 IF. 月 謹 0 企 3 0 黑黑 人 + 1 來 果 割 h 全 + 小 + 1-民 多 八 111 50 1 あ h 得 層 至 加 浪 H 年 L T 日 h 日 て、 是れ 藏 除 先 之を 七 勺 臨 12 h 0 藤 先 場 3 T 廣 光 盛 慕 牛 0 月 之 實 大洲 は 生 せら 輝 未 終 < 式 之 だ以 多 氏 氏 多 焉 1-由 カジ 0 文學 遙 英 カジ 放 舉 to 제 改 城 る n (1) (0 3 出 鑄 安 5 席 7 1-聘 B Ш 資 所 先 藤 博 舊 雖 天 せ 30 を 要 か bo 近 7 生 仰 樹 天 企 3 F 書院 募 江 陽 兴 主 亦 0) 0 0) T 經 現 聖 ま よ 風 h

# 四二、藤樹神社の創立

力

1

-1-

0)

微

仰

0)

泛

かう

5

2

3

多

1

す

1.

1

至

一德堂

一建立

0

ح

3

第

册

卷

首

再

刊

0

一部二五

頁

照

3 て 所 大 以 此行 3 II-20 道 0) #¥ 41: 0) 137 論 滿 かっ 旅 33 4 5 樹 h The すい Hills to iil: かっ 開 縣 創 < 教 催 37 T せ 育 O) 30 機 高能 會 漸 3 1 氏 < 72 島 熟 は 郡 1 H 教 n 本 30 地 育 を 陽 美 家 青 朋 3 0 柳 學 間 1 村 派 7 大字 首 聲 0) 特 援 唱 Ŀ 徵 70 せ 小川 を 5 為 高 3 せ 字 調 b 7 o B 中 L 道 大正 7 藤 1-14 相 樹 八 賀 先 年 縣 7 牛 八 知 30 月 同 事 年 神 縣 森 十二月 社 教 E 隆 1= 育 奉 會 氏 祀 は 多 + す 聖 始 日 る 軒 8 淵 井 朝 2 H 1 野 博 竹 0) 0) 次 至 -士 當 郎 70 聘 氏 な 同

藤

109

附 縣 血 棟 校 12 7 10 今津 , VIT. 1-4 教 3 11 旅 17 0) 答 1 1 TY 村山 7,0 iffe 121 は 7.7 11/4 भांता 化 -1-校 1) 134 i) 111 13 川北 作 (11) 7 h 信 0 Jii 九 7 0) 77 月 4 弘 13 山高 + 往 11: 11 11.111 VI II 4 II. unit 111 41: 1) 到 113 0) 非 1111 加 Ti 11 他 T 標 旭 IL 月 T 114 [11] 省 1 12 - -来 玩 記 14 H J. 胀 30 W.F 浴 11 **浦上の藤** 15 よ 1) 大 他胡 34 (-[11] 11 こい b 6) 911 冽 1111 文社 犯 作 せら 字的大 水 提 縣 -殿 细 111 勝た 對、 机 村神社々 10 11 1 1 始 --洲 [6] [13] 1 8') 周道 O Tig. 10 H 司訓 + 故野呂周よ 次 州北 六 池 命证 13/ BB H から IC 錻 - - ( ) スト 10 b 10 九 氏の言語に属す、共の語語に係り、共 14/5 物 Ti 行 19 41: 祭 你 10 12 0 11 7 3 11.11 影 -1-- 0 木 對 した H 1. 1-1 47 付 [11] 1) 沙文 h 料 13 10 1115 Ili 林 以 是 化 t 太 13 H 所 7 11: iifti 46'Z 里产 11 1) 特 [1] 7 先 IN THE 120 III. 沙 17 t) 111 一次 I.S B 1 持 111 111 11: 1) 12 アド 1117 御 10 - 4 基 1 1. III.

日 ית < 涧 T 當 + D -月 -5--15 1 回 版 N: K PE には 1 京 衍文 初 なす 地 力 ~ A 行 柳 心 173 1) T. 初 族 樹 + 11 \_ 題 H する を以 御 T 作 し扱くも 文 70 特 御 他 御 御 染筆 · Y: jii 0) 御 1 御 附 71 ず) 1) 6 h 0 4 3 次 \$2 5 13 T 30 + 月 九

# 四三、藤樹先生御木像に就いて

また 最 偶 13 H 10 b 遺 2 4: 古 b 王 霝 0 淌 大 0) 0) 林 111 T 1: 3 4 JE. 財色 [13] 像 4: 1-11-安 Fi. 13 1-0) 141 红 --3 设 御 111 省 人 5 14 仙山 4 先 CK 红 格 像 月 75 高 Ti. 藤 Ti - |-11: 1 12 DI. 1] U) 3 EFE 村 水 \_ 潤 先 IG 11 ---戒 名を 尺 4: Jili 合 111 1-118 豫 吸 相 H 御 -1 水 Light. 京 1111 (1) 木 7 部 TIL 絾 前) 像 70 大 部 洲 彩 头 Ti 4 1) 13 製 初 0 大 门门 3 1-T 作 初 H 际 4 此行 3) ALL . 0) 10 材 12 Ili 1 む 何 1 500 宇 215 13 森 る 11/1 4 F T 个 南 3 博 神神 焼 1 1) 식 0 3 於 ろ 八 卻 IC U) JU 是 T 木 > 7 0 除 否 1-\$2 Ш 像 鸿 常 先 附 3 (1) は 式 生: IF: TI B 心 檜 1 1 110 3 係 0) 1 (= 之程 俄 L 御 行 Fi 1 b IG U 像 さつ 木 7 以 丹 像 1,0 F 京 越 精 また 作 111 有 -都 えて II ME U) 來 餘 1 TI 型 馬 欠 T [i] 红 石 + 之を 1 寺 有 78 100 本 74 4:1 73 南 1-腌 1 H "汶 過 b 師 11 游 0 沿 序 0 K -17-守 昭 た す 其 樹 3 0) 和 先 (i) 苦 b 8 3 说 0 1= 原 1: 0) 心 森 红 子 73 [10] 0) n di せ 下 增 \$2 h 12 製 6 月二 IC 京 2 3 膝 4 \$2 深く 村 所 南 40 3 ナこ + 以 诗院 h 2 8 50 之 0 な



第四十三項に記さる」が如く、 年を經たる檜を用ひたり。 寸、 no 月に至て刻成て復之を同寺に安置せ 石本氏に再刻を依賴 は一度火災に遭ひしかば、 は同材にて高さ九寸あり。 名匠再雕江聖真 用材は臺灣の八千山の千三百餘 像の高さ二尺三寸、 題 木 像 し、 威而不猛亦溫純 昭和四 奥行一尺六 像下の 森下氏は 木像 年五

条前端坐凝眸子 恍惚自知感得神 像前端坐凝眸子 恍惚自知感得神



#### 一)藤 樹 先 生 遺 品品

#### 易 崔

凼

30 生の 图 0) 顶 易 表 路 卦は紙成 1-藤樹 1: 先 T 生遺品 掛 13 木 は 木 1-と題 版 て作り、 ななりの 側に 左にその または薄板 講 堂 大略 0 文字 1= て作 多 記 あ り紙 載 90 す を貼布 易卦 ~ 百八十 せ る 3 四 0 個 等、 to 納 すべ 它 て四四 古來 種 先 生の あ 30 库申 文字は藤樹先 龕 中 1 奉 安 せ

#### 種一第



あ

IE 50 方形 現に六十三 1-L T 木 1 個 T を 作 存す。 b 紙を 貼付 せりつ 卦字並に卦を顯はし 裏に 天四 一一一 等 0 文字

## 想 二 第

六個 現 存 世 0

長方形に

てその作

り方全く前と同

なれ

さも

中に二

個

のみ卦字を載

とせず。

都で五

F 圖 在 + 0) 如 < 木にて作

種三

现

四

個

を

存

り恰

も將基の

駒

の如き形にて表に易卦を畫き、裏に數字を書せり。

第

四第 種

REGIGN POLICES British Polices Diazon Grands DANCOUS SE-FECTIONS \$245W

F.

IOI.

0

如

1

紙にて

作

b

表

に掛

を畫き卦

字を

載

せず。

裏に地六、

風

等の文字

あ

50

无 + 枚現存す。

膝 樹 先 生 辅 傳

七三

尚その詳細なることは本全集卷之十一(附)易卦圖に就いて見るべし。

(附) 御嗣堂神龕に割せる易卦を左に示

## 藤樹先生神龕

も何れも同様に刻せり。高橋氏神主な並べ祀れるものあれどの顕考惟命府君神主願妣惟命公夫人





間

初



顕兄藻之丞神主を安置せる神龕は相間はなく

御所親の神主な安置せる神爺

楣

配に刻せる針は前に同じ

藤樹先生輔傳







七五



常省先生神命





セラ

組

ど林にて作 b Fi. 十本 あり。 袋入にして竹筒に收め易卦と共に神龍中に奉安せり。

益

簡

なきを以 古備前焼 7 酒 斗入壺に を買 3 n てその 12 3 時 形火鉢 0 酒 売 なり 0 如 3 3 い 30 部 破 損 破片二 個 あり。 傳 說 に先生 豫州より歸 り生 部 の道

紋附 布簾

枚

近 1; 砂にて りといふ。 作り、 下り 藤 0) 説に太乙 紋 所 あ 30 神を祭れ 傳説に藤樹 る 時 先 0 生 御 戶 豫 帳ならんと。後説真に近きが 州 よ h 歸 りて、 酒 を賣 b 生計 如 を立てら n 12 る時

致良知 家 初

面

湖學紀聞 に詳 カコ なり。 て見るべ

制 稻 藤樹先生豊像御着用の

茶 地 無 裕裕 地 补补 木 綿 紋所下藤に三 綿 入道服

111 冰 1= 藤樹先生遺 弘化四 未仲夏京師

組

Mili

5

10

み単

物

女もの

ごと識

せり

们 地 淺黃 小紋單 物 紋所抱藥 荷 女もの 枚

枚 枚

163 帷 -5-紋 THE 派所流 紋 羽織 女もの

旅

砌

先

生

辅

傳

地

紋

帷子

紋所

丸に花菱

七七

七八

5-秋所 化

地 小 紋 下着 紋 所征

枚枚

紹 按 ずるに 遺服中紋所の 種々異なる もの あ 3 は 母堂を始 め続 人方の 遺 服 0) 殘存 せるも 0 なる ~

## (二)藤樹 先生負蹟

致 良知

> 兩入 神由

寬保 元年三月二十七日 京師 三輪執務の答附に係 る。 耳 藤 樹 先 生行狀聞 傳 12 見 え 73 50 表 北 13 緬 約

生心畫孝經 小形折本品約 包函入二冊

T

鳳凰

1-

菊の模様

あ

50

此は

光格

天皇御張

臺の古切

n

なること面

中に納

め

73

る書類

見

題に見えたり、 成 りしを明治三十七年藤樹書院へ寄附せるものなり。 儀 を収 ## 11 せた 細楷 りつ 此 を以て孝經全文を謹書したるものにして卷首に明人江元祚の編 0) 他 書藤樹先生門人大洲の家臣瀧野藤右衞門の家に傳はりしが、故 一冊は孝經全文を平假名に書下したるものにして同 其の由來は帛紗に詳かなり。 じく せる孝經大全中の闘解 誦 經威 門弟子傅第十七項を参照 ありて伊藤公爵の手に 儀を載す。 集総之十六個

すべし。

翁問答原稿

んか。その全文及び寫真は本全集卷之二十二の 今傳ふるところの翁問答には見えざれざも、翁問答 人の原乾坤ヲ父母トシテ上帝好生ノ心ヲ云云。」と書起 解題 並 の思想で合致するを見 せり。 插 JII. に見えたり。 古來 傅 て翁問 れば、 答の 原稿 或は初稿本 となす。然れ 0 斷 片なら

、大 學

表紙に大學と大 刺たる先生の 11 氣象紙上 1 大學考·同 に躍如 家註 たりつ 同 解の三書を 綴込みの) 中に丁數を示せる數字あ 收 む。 表紙 共合せて三十一 50 枚あ 此の 50 書もさ 先生 編者 晚

年

0

0

家 作 ·M

家に傅來したる 證せられたるものにして、先生の學術論 3 纂に丁り聞らずも藤樹先生の著述なること加藤主任によつて發見せられ、且つその全文は門人の敬寫 3 本書に中庸第二章以下第二十七章に至る解にして表紙共すべて六十三枚あり。古來門人筆として編者 0) なるも のなる ものにして、 も題簽中庸の二字で綴込み中の丁數を記入せる數字では先生の筆に相違なきことを立 明治三 十八年七月前記大學と同 定上極めて有力なる資料なりとす。委しくは本全集卷之十四中庸 じく藤樹書院に寄附したり。 這回 一本全集 に係 0

## 短

績解を参看

せられたし。

登し或 て、「うへて見 書に は 古歌 教育の料に供せられたるものならん。 よ花のぞだゝぬ里もなし、心からこそ身はいやしけれ」とあり。蓋し引用して修徳上 三首と題し、 熊澤蕃山 ·淵岡山 枚 0 和歌短冊で同じく合裝せる一軸中に收められ 72 るも の工夫に 0

3 門弟子傳第三十二項を參照すべし。 右 宛 斷 片 なり、 その 全文は本全集卷之十八書翰集補遺に載す。 中孫右とは中西孫右衞門常慶の事

函入

一軸

### 附 常省先生 真蹟

常省先生 何約

入 卷

逐

省先生文集に載す。 是常省先生延寶の頃藤樹書院に於て門下を集め講學せられたる時の學規なり。函書は安原貞平の筆さ見ゆ。全文は本全集卷之四十七常

## (三)門人之筆 蹟

黎 樹 先 生 豧 缚

#

る 1 13 あらずごす 1E 外 形态 倾 局 委しくは 重な 先 るも、 る研 真筆 本全集卷之六解題を參看 究に ところ 敬寫 傳 より門人 本さして最も古 ~ 書院唯 0 敬寫せ -るも 什 せら 1 致さし 随つて該書の n たし 13 る T ことを 珍 航 Fig せ 人盆川 古き形式 確 ろ B む 義則の筆なる 3 0 を得 な を傳へ 3 た 00 今 回 たるものとして推りする 明 然れ かとなれり。 本全集の ごも、 (蘇陰) 編纂に丁り、 たごひ先 11: (1) 页 加

#### 淵岡 H 自軍 知 --

夕 煙立 脉 に古歌三首 つ名もしらず身をこが 2 題し、 膝樹·蒂 ですか 山 な。」といへる一者なり。岡 先生の 枚 知 冊を合装せるものゝ中に Ш 0 筆蹟 は あ 世 60 1 傅 「すく 3 3 8 8 たく U) 極 な 8 T 少人、 は 且

旅 因 みに云ふ。 0 双壁でも云 熊澤茶 3 ~ 山 3 0) 出 知 山 # 0) 筆蹟 さいひ傳ふる「ごみ塵も云云。」の カラ 書院 の什寶中に存すること 和歌 は 颇 る興 藤樹先生 味 あ ろ 行狀聞 3 00 傳 1-よ

淵 子に答へら 行 寫本 n たるも 0 して、 その 筆蹟もまた 山 1-あ らず。 此は全く誤

傾に属

n

#### 軸

0 一部 確 至 論 h 信 Hi 10 為 なりつ EL. 政 るも 给了 念さして寄附 0 なりつ 明治 H 攻乎 三十 異端 红 L たさ 九 斯 るも 月 告 -11-也 0 Hi. 日より同 な H るが 滌 村村 先生二百五 篇 本全集 末 尾 編纂に丁り研究の 至 十年 る文 祭 文字を謹 0 學行 窓 せら せ 結果門人の敬寫 3 もの n たさ る時藤 1: て 樹先 編 者 4: 属することを 0) 真蹟 家 傳 來 相違なし 4 知 る る

# 寫本

易

寫本

冊

#

#### 30 0 3 川編 に足る。 をなさし 0 家 8 1 6 n 傳 12 來し 50 11)] 今此 治三十八年七月藤 の二書を 觀 ろ 樹 何 n も細 寄附 L 楷 H た 11 3 3 字荷 0 な 50 8 せず。 先生 以 常 T 1-門下諸氏 門人にす U)

學修

振

b

め

長 原亮氏 の寄附せら 0) 五字一 行もの れた る なり。 8 0) なり。 明治三十年九月廿五日藤 樹先生二百五十年祭に丁り時の滋賀縣 高 島 郡

四

為樹先生 真像

ち是なり。 祁 吸後 を着 委しく 生の 一刀 は 母堂に談 to 本卷第三十八項「藤樹先生書像に就いて」の章を参看 門 せ る じて狩野某をして畫か 坐 像 1-して先生の 畫 像中 2 めた 尤も古く且 るものに つ正 L て、 確 なりと 本全集卷 せられたし。 U は 一頭に る。 揭 此 けら は 門人淵 n た る 岡 8 山 が藤 卽

樹先生尊像

涿 蓋裏に二 二見氏所持之尊像、享保七壬寅仲冬寫之とあり。本卷三十八項「藤樹先生畫像に就社子五郎左衞門(藤夫子行狀聞傳) て」の章参看。

幅

樹 先 生 畫像 鶴澤探龍六十歲筆

饗庭村 氏が 是近 11)] [11] 治 大字饗庭故 批 收 場 10 理 Ji. 111] 學の 六年 1 1 以て長野氏 Æ 泰斗佐藤 河原 松 町 ılı 藤 樹 藤 林 太郎 德 書院 0) III 一齋子が「 素志 0 氏 へ寄附 二氏並 0 有に歸 副 の為之を時 碩人已矣幾星霜 加 ふことを得たり。 藤主任等の盡 したりしが、 0) 高 島郡長木戸良峯氏に手交せるところ其の後故ありて同 」の詩を題せる有名なる畫幅にして、舊 力に依 昭和四年 5 月京都市大谷仁兵衞 後記 藤樹先生全集十一 三谷村出身 冊と共に之を藤 大溝藩 藤 士 樹 長 野 社

平像

聖及び十哲の像にして元人李仲和 一元辛西年三月二十七日三輪執 の筆な 30 狩野永眞 法眼 0 外題 及 び添 書 あり。

幅

像ささもに畏くも 光格天皇の叡覽を賜 齋の寄附 に係 ひ御 る。 感斜 樹 ならず、 先生行狀聞傳に詳かなり。 徳本堂の堂號 を下し賜 60 八年 秋

ME 樹 先 生 豧 傳

## 夫子 像

幀

[1]] 辛未年九月二十一日大溝藩士宍戶義智氏寄附 せりつ

余群在"東京耶°而購。得 實難,獲二篇的 一枝安也 學像 一幀。釋奠簽若干年矣。慶應戊辰春伏 因納,此幀於德本堂?亦要」使 "此幀不 水戰争。 一散逸 。罰家一朝而職、業爲。於、是余學、家而歸、本藩、未、幾而本藩亦解矣。 13 耳

王文成公之真 小原慶山筆

> 央 月 義 智 錄 ED. E

村 先生行狀開傳に詳なり。就い 寬保元辛四年三月十七日三輪執濟學像並文宣 て行られたし。 王樂廟圖 卷とともに 藤樹書院に寄附せり。 その山水 は 膝

山山

陸王二先生肖像 藤原正鄰筆

双 中岛

僧 我部式部源元懋紀藩尚 陸子には包顯道 の登 王子には林道春 田元益劉夢京都藤井林巌藤憲章等の寄附せるもの の替あり。 共に永忠 成 0) a V H せ る 3 0 な 30 文化五戊長仲

三輪執齋先生肖像

安政二乙卯年大溝藩士分部圖書頭寄附せり。圖書頭字復號天行大鹽中 一齋の門人なり。

東澤瀉先生像

0)

東澤瀉諱 志厚 同 四十五年二月二十日朝廷特旨を以て正五 1: 1 は正純 学は景 明治四十三年三月廿七日令嗣 年事を以て柱 一叉崇 B 郎と稱す。 に調 せら るの 周防國岩 明治 位を追贈あらせら 正堂東敬治氏が自ら携へ藤樹書院へ参拜して寄納せるも 元年釋されて生還す。 國 潘 の臣なり。 るの 佐 此の書像 藤 同廿四年二月二十日歿す。 齊 に學び陽明 は 澤瀉子 石.十 學の大家なり。 行七歲自畫

額

德

政八 年秋 光格 天皇の 御 内命により聖像並先生 の像 天覽に供 奉 る。

幅

提 溶か < 1= 3 "" 條右府公忠良公に 御 股 いに於て 御潔 齋 御 あ 5 せ を命せら 5 n 叡 御 覽 下 0 賜 上先 あ らせらる。 生 0 高 德御 御 添 感 書二通 あ 5 せら 本卷第三十一項 n 德 本 堂の 號 を下し置か 光格天皇

旨を賜

ふの

條

で多番

あり

たし。

### 伊藤東 IE.

題 4 石 50 は享保六年八 詩は藤 樹 11 先 + 生: 行 狀 H 京都伊 聞 傳 並 藤東 湖 學 涯 紀 聞 0) 参拜 1= 見 えたた せ る時の 60 、宿安原氏宅一翌午 到小 111

幅

#### 伊藤 東涯 Ѭ

0) 神之格分不可度。夫無。常享」享。克誠の二 句を 刻 せ 00 是れ また湖 學紀聞 1-見えたり。

#### 藤樹 先 生 書院記

享保 ---年. 八月安原霖寰 の撰 て自筆 0 草稿 な 50 明 治 \_\_\_\_\_\_ 年 + 弦 賀 縣 高 島 郡 大溝町 大字勝 野 原

面

Ш 弘藏 氏 0) 寄附 せ る 8 0 なり。

#### 扁 徊 膝 樹 書院 74 大字 容

n な りつ 十三年三月二十 尚 湖 紀 聞 多 參照 74 H 大溝藩 せ 3 n 公子分部昌 命 0 揮 に係 b 今藤樹書院の Œ 面 に掲 げらるう もの 卽 ち 是

面

## 致良知

藤 樹 先 生 豧 傳

幅

八三

ろなりの 寛政 九年朝廷徳本堂の三大字を下し賜ふに際し、 幕刻して支陽 に掲ぐるもの即ち是なり。 侍讀伏原從二位宣光卿の書して以て寄附 せらるくどこ

# 佐膝一齋詩

句の「書堂已閱百星看和淑吾來背職香」を「碩人已矣幾星看景慕今顏德本堂」と改め舊製として題せり。そ 全文は湖學紀聞並景慕詩文集にあり。参看せられたし。 文政四辛已年八月十五日江戸佐藤一齋參拜せる時の詩にして、後年大溝藩脩身堂所藏藤樹先生の畫像に

# 、跋藤樹先生致良知三大字真蹟 額

画

六分横四尺二寸質に一代の傑作なりとす。景慕詩文集を參看せらるべし。 ざりしが てその秘藏するどころの藤樹先生致良知の三大字を示して跋を請へり。此に於て中齋藤樹學の大眼目につ いて力説詳論せり。偶々門人志村周二中齋の此の跋を揮毫して寄附せんことを請へり。 年六月中齋始て参拜し、 天保五年八月廿五 間らずも天保五甲午年八月五日の夜靈夢に感じて務沐謹書して、周二の志に副へり。 縦一尺七寸 日藤樹先生忌日に丁り大鹽中齋の 致良知三大字の眞蹟を拜觀せり。 後備藩 て寄附せるところなり。是より先天保三五 の石黑後藤兵衞なるも 中齋 のあり。 **洲**狗豫 人を介し して果さ

## 祀

## 一、岡田以安

外四名來り に諮り二百餘人の助力を得、 享保の頃淵岡 て墳墓を祭る。 山 U) 學徒京 Gili 此の祝文則ち是なり。 岡田以 先生墳墓の石 安等江 川村 同 欄を設 志の 思請 く。享保六年九月竣功す。是に於て京都 により、京都・江戸・阿 ·
會津·
伊 より間 H 以

通

## 中村德勝

延 享四年八月廿五日先生一百年祭に於ける祝文なり。中村氏については門弟子 傳第四十四項参照せらるべし。

通

通

四年八月二十五 50 H 大溝藩 官 111 田甕江参拜して先生を祭れる文なり。 甕江後侯命を奉じて藤樹先生

临天遊

红

譜並

德本堂記

を撰

せ

治十三年六月 Fi. 日 下 總國 [hi **瑳郡** 蕪 里 村良知書院 天遊 山 崎 勇 三郎 氏 0 參拜 せ る時 0 祭文なり。

通

通

杉浦 重剛

前 せられたし。 泔 に捧げられた 十年九月廿五 る祭文にして、 日 藤樹先生二百五十年祭の 先生を推奨 して字内 舉行 せられた 聖人となすに至れ る時東京杉浦重剛氏が知 0 全文景慕詩文集にあ 人 を派 1 7 30

圖 面

Ŧ 廟 圖

人の 筆なり。 寬保元年三月二十七 日京都 三輪執 齋 の寄附 せるところなり。 冊

卷

王 阿圖 寫折 本

並前圖

3

同じく三輪 執 齋の 寄附 せるものならん。

藤樹先生講堂の圖

藤樹先生舊講堂及墓所の圖 1 して天保十一年八月大溝藩 士分部亘 0 寄附するところなり。

幅

九 碑

銘

枚

1 3 伯君墓 仰 銘碑文石摺

政元年三月二十六日備前國間 山若林彦十郎氏参拜寄附せらる。

派 樹 北 11: 初 傳

八五

旅

# 版

木

大溝 藤 樹 沸 先 牛 脩 身 悲 堂所 像

良知 搬 先生の 畫像に佐 膝一 齋の) 題せるものにして明治四 年八月二十五日分部侯

0)

寄附

に係る。

致

樹先 生 致 良 知 0) 真 一段に Л 田 藻 游 から 敬書 4 るも 0) 1-して分部侯の寄附 に係る。

士 古 文

徳本堂 勅 額 御 1 賜 に関する 書 類

御黑印

領 主分部侯 より講 地 子御免に [帰] す 3

八通

冊

藤樹御 慕所 初記 11 開 享保五年庚子之春 tii 快 享保六年

H 乘

書院日

nL.

右 二冊は享保元文 年間 於ける記 金汰 か 1 0 時 先 生 0) 學漸く 天 下に勃興 L つ水れ 3 から 故 1-京都·江戶·會

津 . 伊 勢等 0 志 から かっ 1= 先 0) 遺 蹟 敬度 0) 念を る かっ か 知 3 べく 且 四 學 徒 0 H 路 をも知るの

参考となすべし。

卯八月廿 Ti. 日 献立

11/1 齋 寄附狀

天保祭 红 + 刀大鹽· 1 1 源が 書院 修 復 0 手當さして拾五 金を寄附 せる 彩 II.j 0) 等 類

咖品 通

> な bo

3 3 阴 治 14 -1-红 故三宮男 11 住 倒 ifi 0) וחץ 書 E 翰 郎 剪 通 氏 カニ 20 納 14 賀縣 山山 島 郡 長 在 職 中 持 確立 0 為盡瘁 せる記念として寄納せ

書

月道 F 3 格 納 す 3 - 1: 13 3 書 目 多 列 專 す n ば

1111 个 集 HE 本

> 四 帙 Ť. #

一癸已复六月

浪 14 保 後 14 红 六月 坂 城 大 thi 鹽 吏 致 中 仕 齊 大 0) 鹽 寄 後 附 する 素と記す。 ところ 各 1-冊 1 7 洗 帙 心 1-河司 自 筆 大 鹽 1 後 7 素 付 0) 落欵 藤 樹 中 江 先 生之 書院 天保 四

当 彩 行 鍅 全 集 但 缺本

> 部 + 冊

延 享五 年 月 + 日 大 溝 藩 原 田 25 八 郎 佐治 心 齋 氏 0) 寄附 に係 3 0

帙 六冊

險 1/3 齋 O) 化 減 1 7 明 治 14 + 年 + 月 東 京 陽 明 學 會 幹東 敬 治 の寄附 る

景慕詩 書 原稿 岡 H 仲 文 集 實 中 0 次 輪 男 季 執 齋 誠 氏 0 全書序 0 編 纂 1 文 並 係 門 る 自 弟 子 筆 无 「岡田氏一本さ名づく。此は前記の册数に加算せず。の原稿に但し中に二册季誠氏の筆にあらざるものあり。今の原稿にしたるものをも含む。此の外散逸に歸したるものもあり。此の册数中には序文、目錄、嘿軒文集其の他別本さ名づ 傳 岡 田,田 仲實 0 條、 2 他 卷 首編纂 則 等 に詳 1= かっ 73

h 0 吅 治 九 年 月 不 誠 氏 0 末 商 145 質縣 高 島 郡 青 柳 村 大 柳 固 田 元 誠 氏 より 寄附 せら るの

倭文 胀 樹 先 牛 書 拾 遺 寫本

T

2

0)

111

來 11:

は

膝

桐

北

[11]

1

樹

先

11:

全

Ш

文

集

村村 先 生 書 簡 本

出

H

不

記成

IE

0

老

筆

73

50

題本

一个全集卷之

一項)參十

照六 解

冊

出 H 不 ille K 0) 筆 1= L 7 宅 石菴著書簡 雜著 0 拔萃 な 30 右 # は前 記 全 で同 時 出 田 元 誠 氏 より

脂 樹 先 生 辅 傳

八七

... 旅 樹 牛 年 忌

JII H 加 大 0) 苦 1= T 出 H 季 高龙 K 0) 絕 TE 13 b

熊澤氏 事依 尋答 松平 H [ii] : 1= 樣 御 川 人之答

右は享保八 全編 を十八 年 ケ條 - 卯十月 1-分 同 ち 九 間 SE 外 74 的 月 書寫里 熊 澤丁 75 介 山北 0 3 11 店 13 を [X] 記 Ш 沁 不 4 誠 ろ TE 3 0 老 1-1 笙 して、 係 13 紙 製 表 紙 -1-174 道) 7) 尼

孝經外傳 M H 手成 H

右 -背は 前 EL. 胨 樹先 4 全 書 3 [i] U く別 治 三十 九 年 八 月 图 H フレ 就 H より 寄 附 4 5

藤 樹 先 生 个 集 佃 铁 本

-111

(拾四

谷

父の U 8 卷之 本 遺 書は 14 龙 が、昭和三位後故ありて英 र्वाप 纸 大 滕 阪 依 174 樹 門弟 h 0) 人 先 年前 禮 6 -7-徐 派 俊さ 大津市陣内政雄氏の有に移る。 研 徐 究 原 共 者 元 人に藤樹 傳 博 以 同 末 C 尾 禮 書院 < に 氏 委 父 0) L 1 0 編 編 [11] V 指車 收 n 沭 自 同 はず 筆 79 係 叁 0 以 年 看 原 3 7 朱 せら 稿 月、 徵 队 餘 SE. n さって 氏 前記 て、 調 0) 通 L 內容 素 大 0 沙文 谷 志 此 1 松 部 0) 3 ili 副 Fi. 書 0) Æ # 3 他 ことを 等 さ共 1 部 HH 陽 0 盐 治 1 1 得 力」 膝 八 T 13 红 は、 村計 1-よ THE 九 5 b 月 院 省 T 1-思 宏 旣 女里 特 料 FL. FH 智 久子 御, 總 1: 74 則 3 处

其 冬间 0) 他 照上 學庸 知 止 上歌小解 十三年版 一版本享保 和翰 之祭 膝 樹 樹 先 書翰 生 行 狀寫二 致別本 朱陸年譜通 (六) 参照上 少数餘條原 藤樹 生書 元 部等ありつ 前 集 本寫

#### 四五 1 藤 樹 神 社

吾が 敬 慕す る 人 物 中 TI 藤 樹

絧 长 紙 张 市市 紙 數 Ti. 枚 桐 製 N 箱

**外邇宮良子女王殿** 下御 Ė 11: 御 直筆にして大正十一 年十二月 九日 御下附あらせらる。 但し久邇宮附宮內

部

216

-----

13 野村 燈護氏 より 創 寸. 協 會 理 佐野 次 DIS 氏 宛 添 南

、白銅鏡 北總金人香坂秀真作

面面

8 0 30 者乔 刨 ち 製する 是 収 秀具 なりつ 際 几 は 常 Tit-御 ALK. 画 代 to 0 结 结 造 光道 者 その して 現 to 代 御 1= 於け 1= ろ 斯 納 入 道 の大家 他 0 73 h を 0 什 嘗 寶 7 2 囑 して 1 應じ 寄 附 7 當神 世 5 n 社 御 虚 る

**、 御神號** 元帥伯傅東鄉平八郎閣下筆

幅

光 继 神社四 益 庫 以顯 字。勒之於 昭矣。雕 初 樹 油山 油中 洲: Tit: 刻裝潢 社: 1/4 將一坡。創立 大字元帥 演之資以成。其事·者雅 一由·先生:以三子爵小笠 伯 雷 替 會 東 鄉 理 平 事 小笠原長 長 誰。甲賀郡 郎 业原長生君,為,紹介。然後得,此位野眞次郎氏先請得, 東宮 閣 下 所」書。今年三 寺 庄 村 吉川叉平 一月七 氏 日 東宮御 也 旣. 刻, 74 為扁 學 大 个字,也 問 所 額、 揭力 御 近江 用 三之華表。又 掛 聖人 杉 浦 重 裝。 神 圖川 其 先 生

大正十四年乙丑三月十日

京 都 帝 國 大 學 教 授 文學 博 士 高 瀨 武 次 郎 謹 識 印 印

、藤樹先生畫像

一幅

看 This 专 島 せ 此 6 甜 0) 大 ilt. to 清 像 111 東宮 原 藤 樹 Ш 知 御 書 沂 MI 院 開 IE 傳 0 所 來 門人 志 御 納 用 淵 掛 せ る 杉 固 8 Ш 浦 0 重 0) な 岡川 畫 50 先 かっ L 牛 倘 0 8) 替 委 72 あ る < 舊 b は 0 書 本 大 像 卷 1-Æ より 第 九 年 九 て、 月 項 + 京 五 都 樹 日 梅 先 沛中 戶 生 耐 在 畫 貞 0 像 創 畫 立 伯 就 1 0 先 擴 5 7 5 大 0 謹 條 滋 寫 多 賀 せ 3

、藤樹先生眞蹟 題"明明德" 誠意。聖經。

横卷 一幅

IK 和 贞 出 朱 MI THE は 古 L 人 E 7 來 伊 H 市申 豫 藤 國 --0) 念最 氏 大 洲 0 有 É 地 方に 深 し。偶 歸 傳 來 90 伯 兹 しく IE. 1: 五 大 位 阪 城 幡 市 多 外 酒 而讨 石 町 軒 梶 切 公羽 在 谷 住 清 7 海 陽 川 氏 叉 朋 0) 學 平 心 to 藏 氏 嗜 は す 弦 2 3 賀 國 どころ 縣 事 甲 賀 奔 郡 走 b せ る 庄

藤樹先生補傳

なるを懐ふ。而 たりつ に價を減じて割愛せられたり。是に於て吉川又平氏は昭和二年十月六日謹みて之を滌樹神社に奉納 戲 以て追 して 遠 (力) 吉川氏に在つては夢寐 志を致さんこの志 もにる 1) 10 1: う能はざる大思人なるを以て、 氏また義気 に富み 、於村神 社へ奉献せらる 之を購び蘇切神社

### 傳說藤 樹先生遺品 The fall

するところなりしが、三轉して同郡 13 大清落 主分部疾 の家に傳 米 せるも 新儀村大字葉園 のに して嘗 てその 村計 菜園 前中 和 浦: 野菜之を 社掌八田繁太郎 個 FF 領 後 以の有に歸 [1] 10. [4] H 質氏 大正 十年

### 茶山 先 先生書翰

九月當

沛申

nil:

の創立に

先立ち之を奉納せるものなり。

安曇村大学田中早藤貞一郎氏より かならざれざも、 此 の一幅 は もご藤樹先生全書編 恐らくは茶 illi 先生が妹美津子に與へら 奉納せるものなり。 纂者岡 Ш 季誠 氏 末 育 U) \$2 家 たるものなら ( -你 祭し 2 ものに 大正十五年二 て、 宛名に 月遊 今弊滅 賀縣 T 3

帽

## 祭藤樹先生文 杉浦重 剛先生真蹟

を全帯に謹書せるものにして、大正 は 梅窓杉浦 I 岡川 先生が明治三十年九月二十五 一十四年五月 十日 日藤樹先生二百五十年 大 阪 市東 hin 今橋武丁目大音新吉氏 祭の忌辰 より h 而 奉納 前 4 本 3 n 70

間

## 藤樹 先生畫

、升畫、 委しくは本卷第三十八項藤 傳詳かならず。 大正 十五 樹先生畫 年九月滋賀縣 像 に就 1. ての 1 島郡 係を 朽木村 叁石 せら 大字岩瀬 石井 太郎氏より 奉 るもの

# 東鄉元帥書小笠原長生子箱書

大阪市外吉川又平氏は敬神の念頗る厚し。 嘗て元帥東郷平八郎閣下の 帕哥 揮化を得て之を藤樹神 nil: 不

++

八郎閣 んとの て之を與 杨 pili 1. 加士 1 カジ 南 1 りつ 本 此 5 約 の二字を謹 n 小笠原 せら 12 りつ n たり。惟 時に元帥 le 書 生千 せ る 0) 3 2 红 紹 1-協 0) 介を得て懇請 また 至誠 常さに八 所以 の二字は儒 4 あ --0 せらることころありしに、 學の い 茲に於て 3 根 本 なりつ 表裝 義にして、 を施し、 先生學 大正 昭 和二 問 十五年春 年五月十五日恭しく之を 骨 髓 至誠の二字を書し たこ 30 元帥 東鄉

刀劍 備前長船長光長さ二尺八寸五分

振

りと

3

All 濟翁 青柳 右は 村 遊貨縣 0) 揮 大字青柳 毫 に係 高 (3) 中江寅 郡 3 屏 村厅 風 木 言氏 村 华 雙と共に之を藤 村 木藩 の珍藏するところとなりしが 主 朽 木之綱 樹 神 氏 祉 0 家 に奉納せるものな 1-傳 來 人"偶"感 せる もの ずる所あ 30 1= て、 50 乳人某之を拜領し、 昭 和三年三月七 日後記 後同 佐 國 同

佐藤 務の 揮 皇 1 係 いる屛風

华

記 8 中江 0 此は近世 73 0 道 言氏 陽 0 明 久しく 學 0 泰 斗 珍藏するところなりしが 佐藤 齋翁 八 十四 滅 0 筆に 感ずる して 所 あ b 行もの半截六枚あ 昭 和 三年三月七日 50 各紙 之を藤 に署名 樹 神 一落欵あ 社 奉 30 納 せ る 前

天台道 1: 杉浦重 剛翁真筆

幅

りつ 佐野 此 真次郎 は 東宮 氏 御 學問 1 與へられた 所 御用掛 天台道 るものに 一杉浦石 して、 重 剛翁 大正 が寄せ 十四 松言志の一詩を賦して、 年三月十八 日恭しく之を 藤樹 藤樹 神 浦 祉 耐 1-創 奉 立協 納 蒼 せ る 會 B 理 事 長

富岡 銀 澹 THE STATE OF 清溪洗 心 圖 條 幅

幅

-11-斯 川之を 道 0) Fi 旅 厅 樹 十九 市中 nit: 夏京 奉 納 都 富岡 せ 3 鐵 3 齋 0 1 公水 が當社 L って、 派 社: 書 司 小川喜代藏 通 あ 50 0 懇請 を 容 n て健筆 を振ひ、 大正 十三年 五

p 翰 致 之常因 拜受 11.5 循 候 多罪 不順 相學候 御容 恕 際 願 上候 益以 御 壯健之義是可賀。 則 御 神 供に及拙筆王 藤 樹先 陽明先生小文辭之畫一 生 御 神蹟 誌 御 惠贈 拜御 感 謝之至 **突**納 也。 可被 1 豫 候。 m 温 畫呈 何分

歷 樹 先 生 辅 19

衰之所 寫 THE. File 11 IX 御 常 Kii 1

-11-H

本沙 TIPE I Wit: 12 称 所 御

富

苗

陸江 大將 大道 衍 194 [2]

時 111 和 义 右 不氏の SE. 至孝 布 0) 民安 型 物早さ 1-高 依 かい b b 膝 樹 故 1 3 先生 陸 174 IL 何 0) 大 Ty 答 將八 FIF. T 十二型 書 小川 せる 0) 3 市中 大 in 0) 油: 1 1-This して III I 够 -開 -[ji] 1 年 NUT 力; 九 Wil 大正 月前 4 i 300 Til. 14 H 2 傳 111 11: 氏 說 年 夏 0) す) る 本 納 特 天 に大 15 3 1 泰平 沙 3 ili 4 大道 11 []] 在住吉

金杯 分五厘 重量六十八 タ

役所 右 殷山 は 大正元年七 (= 際し、今津 月三十一 町 外十六 H 附 5 賞 町村 動 أناز よ b h 144 當 賀 邢 縣 11-逍 [13] E 3 柳 て不 1 1 賜 刹 せら 4 る 8 n た 0) 73 3 30 3 U) 1-大正 十五 51:

個

PH

聖胎 和巨 熟

0 曲 门 にして、 來 右 九日 は、 は大動位 本全集第 縦 --- 0 元 尺五 帥 閑 <del>|||||</del> 寸横四 院 宮 卷首凡例 載 尺〇 仁 親 E 寸 殿 #¥ 南 50 F かっ なりつ から 御 題 特 滌 部 别 樹 3 0 Title 御 T 思 形 北 召 創 全 を以 集 協 て本全 卷 賛會は、 頭 1-掲げら 集 殿 0 下 23 (J) 1 \$2 J: ,I ささ 御 3 10 染 2. 御 T 思 御 13 1 <u>Ú</u>II を畏み、 [H ち足な 155 it 3 1) 昭 和 こと () るも

[1]: 邢中 仲像 元貫タ 高サロ謹みて之を緊 耐族 Dri II 尺五百四十 杨 Titl Nif:

本

将归

43-

b

基

凡 して高 九百 11 る俳 もっさ 41: 前即 支那 大なる功績 雅 Ti 111 2 t, 北宋 宋 比類 省 (III) ご徳里 0) tij 桥 界 越術 縣 7: さは 10 垃圾 -111-拉 16 Jan. 界 松 林 し天 的 肚芽 哥 111 代 JE 地 0) Ti 1: 不 僧 [3]3 3 波 作品 か HITTEL bo 5 Ш 3 1= Hill 抑 して、 1) 1017 なるべく、此の偉大なる人格者を生み能く之を教 安 12 子は重要孔子と並 洪 せ (1) 3 風采の 3 1-して、 稱せらる 4 滿慈愛の預貌 阿家 の鑑定に依 ゝ大賢 にして、儒學上 提 12 ば 門已 線 今より (1) 育

#### 種四質什社神樹藤



書 翁 藤 佐 齋 一



書帥元鄉東

學後天

書爵子淵靑澤澁



賛並畫翁鍊百岡富 齋鐵



(是次) (問題) | 日日)

5 Fina date contin

- #3- 12 - OUL

デーシャーシャーン

少了一年不明 一点多年

10 montages

からいうこれが

2 Kr Charth in

でいまっていたいん

ころでしてあるいず

からとうころとの

の、いいいなでのではいけるいは

かららいかんかったか

リーシャルので

ころうしている

ここのようころうひい!

(.a) 12.10= ~~

かられていかってかる

一人によって、ころい

していましました

かったできる

はなるようないとは、 からいっている いかいないっちょうない 46-1- ec-pai-24 とうべいのかりつかっちょう いったころりのあり これであるこれ り、これのこのからいろん いってはなりまるいってい 当一ていれたい · yochacente 320% (b. ) - x + 10 トンないい あんし たかれっいは、あるい らかればて中へわら は山へを見る ランル とし、とかかとうなること のこのころのである の日との考していいい があ、こりして、食事は、 ガンとろんしゃんち さりるかるかのかい こかなつかのからいっと このもなるは、このかせ かとからゆりまる このなってがいるまりに 八二五十五十八十八

作れたの本を持いっている to the sampage

かんという

し、人できる日本でいたし

状書生先者常る

す關に轉移基墳堂母生先樹藤

でんこっている 20.00 3 .1.

北本ご川が考えりい。

1113 The same 江 가 11 彩 部 -

かんかってもるっと ころうのまして 北本 ごがえろいり ノストラカロのなだり です。 ながすったい なることできることを そうとういうからひれいろい ナシードはいまり かりのとりなってるのが ことんじまいけん M. For State of the P. V.

(納奉氏平叉川吉 阪大 **処實五十四百量重** 寸五尺四步高 藏社神樹藤



補傳第四十五項參照

藤樹神社作質 孟母鄉僚



に丁り大正 じてとか 徽 てその徳器を成さしめたる孟 支那に於て幾 購 十一年故 0 同 年 à) 百 九月 つて 41: 十五 我が 信仰 國に渡來 母その人に至りては、また永く婦人の龜鑑として仰がざるべ 日を以て 0) 的 どなり 藤樹 せり。偶 釋 質の 神社 に奉納 禮 昭和三年八月大阪 絕 19 せる 3 事 B 13 カコ のにして今之を藤樹書院 りしが、 市外吉川又平氏 清朝 滅 CK の知 革 命 動 る 安置 亂 所となり巨 か 相 次 5 すっ 7 起 此 る 0)

训 讲 澤樂 粉書

15-

0) 7; 揮電 13 大阪 を得て、 市外吉川又平 之を膝 樹 氏 神 版 沚 す。 る 1= 奉納 所 あ 5 せ る ものに 昭和三年 L 十月八 て、 東京 十九翁澁澤榮 市 瓜 生 幅 喜 三郎氏 一氏に請ひ「道從實學存」とい の盡 力に依れ b 尚當 社 ふ五. には

糾 -5-せられた の筆、聖凡一 るも のなり。 性」の額 面 あ りつ 此は當社創立當時 理事 長佐野眞次郎氏の希望に依り、

ili 滿 粉書

吉川 又平 天子以至於庶人壹是皆以脩 IL が特に揮毫を請 ひて藤樹神 身為本錄藤樹先生發奮之語 社に奉 納 せ るものなり。 昭 和三 年 戊辰 十月頭 山 滿 書と 識 せり。 是れ また前 記

幅

特に揮毫

T

加藤家分部家及中江 氏系圖 其 の他

附

洲 加 藤 系 昌

御 系

大職 池 鎌足公後胤鎮 守 將軍 利仁之裔加賀守吉信廿一代加藤權兵衞尉景泰長男初名加藤作內

加 滌 遠江 守光泰公

天文六西年濃州橋詰 村 = テ 御 誕 生

文脉 朋务 公大居士、 二已年八月二 諡光列 十九 1911 1-1 沛申 御 麗 内 室 Ш 海 柳 藤兵衛女右近 內 セ ツ 力 3 ŀ /妹號 云 所ニ 惠照院殿。 御逝去。 御 年五十七、 號曹溪院殿 剛 圓

脉 樹 先 11: 補 傳

加藤左近太夫貞泰公 初 濃州黑野 作十一 W. 北发 宝宝又值 左衙門尉 444 米 - f-城 E.

天 IF 辰 华江 州高 島 ニテ御誕生。

號 元 大峰院殿英叟雄公大居士。 和 三年大洲 城 -御 移 元和九支 4: 五月二十二

H

iT.

戶 = テ 御

逝

去

御

年.

174 -1-174

0

御 内 小 H 大和 守女。

加谷 大麻 加 藤御同 馆 膝 ※織部正直 一萬石 五丁巴年 少輔 永 H **小元癸亥年御** 羽守泰興 泰以公 間 泰公 十二月 红 五十三 初五郎八 1 成 \_ 一テ御家督。延常 織御 出雲守泰穌公御二男寶御本家泰義公御二男 泰有公司 逝 資 去。 H 寅年 御 红 御隱居。 六十七。 號圓 11)] 院殿

月窓淨

心大居·

和本家泰

出 雲守 泰賢

山

城

守

泰為

大藏 137 輔 泰環 近

il.

守

泰官

וולל 膝美 作守泰義公 约 1 地之助 行馬之 助

省交 八 戊中年於大洲御逝去御 41: PU

肺 質相院殿義山信公大居士。

加

膝

遠

T

守

泰恒

公

和名五郎八

號英久院殿傑山俊公大居士。

加藤出羽守泰統公 初名华人

享保十二丁未年六月廿四日於大洲御逝去御年卅九。

號顯德院殿圓惠明公大居士。

加藤遠江守泰見公 初名华人 初泰古 後泰溫

延享二年乙五六月十二日御逝去。 御年卅三。

號大心院殿泰叟玄高大居士。

加藤加賀守泰符公一 天明四年甲辰正月十三日御逝去。 左近將監 出羽守上總介

號寬厚院殿仁叟英義大居士。

初名富之助

加藤遠江守泰武公

明和五年戊子五月廿二日御逝去。 御年五十七。

號 廣善院殿頴峰義俊大居士。

(足達儀國氏日く、 泰温卒去後に生れ泰衙の養子さなる。)

加縣 出羽守泰行公 初名造酒進

11)} 和六年己世五月八日御逝去。 御年十七。

號 本源院殿天性宗真大居士

足達低國氏日く、 質は泰行の男にして泰武の養子さなる。

藤 樹 先 <u>4</u>: 辅 傳

九五

天明七丁未年七月四日御逝去。-加藤遠江守泰侯公 初泰輝

號憲章院殿篤應惟恭大居士。

文政九两成年九月二十九日於江戶御逝去。—加藤遠江守泰濟公———

號文龍院殿海嶽巢雲大居士。

(以上「大洲秘鉄」摘錄)

藤遠江守秦幹公初作十郎

加

加藤出羽守泰祉公

號

一游良院殿哲叟感儀大居士。

嘉永六年正月十五

H

逝

一去行

年四

+

洪德院殿四品前兵部侍郎兼羽州刺史仁岳宗溫大居士。

文外四年八月十六日病デ大洲城ニテ逝去。享年廿一。

加藤遠江守泰秋子

大義院殿明道至德大居士。

正二位動三等子爵大正十五年六月十七日病デ東京ニテ逝去。享年八十一。

-加藤素通子

明治十二年四月十日生。從四位勳四等子衛侍從職兼式部官。

(以上足途儀國氏報)

## 分 言 略 采

点 即治 在故卒三十二年四戊戌年七日 (T) 賀守 1001 1-十二日平二十歲 公 若狭守 月 信 月十八日卒六十三世 正德四甲午年冬十 一 俠守 歲一 光 **十四日卒三十四** 忠 左京亮

万 大 分 十 二 二 二 三月卒七十 被---

和泉守后若狹守

光

庸

华人

IE

亮

若

|狭守

公 廿寬 六日二 一座成年八月

命 明七丁未年正月

后若狭守 年正月十日卒四十九歳大の一大質公一十四日卒五十四日卒五十四歳十四日卒五十四歳 左京

> 光 世二日卒二十五歲 世二日卒二十五歲

天

左京亮

竹

狹守

十一日卒五十歲

二安強

光真公 十二日卒五十7 五吨 歲月

當代

十一月三 日生 文久二壬戌年

、笠井劼氏報

#### 中 江 彌 Ξ 郎 勤 書

1/3 il 编 郎 沂 37 113 百 ·fi. 十石 0 寬 文 九 年 一己酉二

T 衛門跡 ir. 什 加 州 父 1E 式 1 3 所 lj. T 右 德 龍 衞 門に被 居 門 1 1 に付、 4: 或 何 T 付 私 州 御 高 親 に奉公仕罷在、其後室人仕に 親與右衞門を養子に仕候。 島 之者。 加 藤 左 沂 1 7 少知 州 德左 在 所 衞 行 門 被 引籠 果候 下罷出 居 以 申 後 候。 左. + 祖 近 年 殿 父 以 德 御 前 子 右 病 衞 息 門と申者空人に 出 死 仕候。 羽 守 殿 よ h 德

仰 寬文四 私 小 儀 111 41: 怀 11. 月 年 成 十五 1-T 日 御 被 知 召 行 出 百 御支配五 fi. 十石 拜 十俵五 領 仕 候 人扶持 云 k 0 拜 領 仕 萬治 元年 極 月 十五 日

他田家勤書抄尚 14 市 一波邊賴 母 氏報)

藤 樹 先 <u>/1</u>: 和 傳

歲之時兒

小

姓

被

# 儿 中江家累代之折紙

備 削 図 亦 坂 郡 岩 田 村 之 内 高 五 拾 Ξi. 石

備

前

國

亦

坂

郡

岩

Ш

村

之

內

正

抬

Ŧi.

石 芸

斗

九

升

口

上道

郡

Z

多

見

村

之

內

九

拾

四

壹 斗 九 升 H<sub>0</sub> Ŀ 道 郡 Z 多 見 村 之 內 高 九

拾 174 石 八 斗 萱 升 都 合高 百 Ŧi. 拾 石 令 扶

石

八

斗

壹

升

都

合高

百

五

拾

石

令

扶

助

詑

全可

知 行

者

也

助 訖 全可 知 行 者 也

寬文四年

九月廿六日

光

政 花押

延寶二

正月十五日

綱 政

**花押** 

中江獺三郎さのへ

(中江勝氏所職)

中江彌三郎との

226

(中江勝氏所殿)

狀 高 右 元祿 正月元日 如 造 质 十六癸未年 百 件 之 者 石 也 全 中江藤助さのへ 可 義 知 方 花押 行 之

(中江勝氏所蔵)

旨 高 右 享保四己亥年 五月朔 不 元 貢 可 祿 百 有 石 + 相 六 違 年 之 任 方 狀 先 誠 花押 如 判 件 之

九九

(中江つる点子所蔵)

中江藤助さの

中江藤助さのへ

享保十四己酉年 十二月朔日 之 狀 4 如 件 誠 明 5 液 遭 誠 之 花神 者

> 不 右 高 享保十八癸亚年 可 享 旗 有 保 百 几 石. 相 蓮 年

> > 任

先

判

之。旨

之

狀

如

件

也

仍

字

義 如 花押

九月十五日

中江鎌五郎との

(中江つるゑ子所蔵)

100

旨 高 右 寶曆 + 学 不 氘 二一壬申年 一月十五日 III 保 百 有 --石 相 八 年 蓮 中江藤助とのへ 之 任 義 狀 先 蕃 花押 判 如 件 之

(中江つるゑ子所藏)

明和四丁亥年 関九月二十五日 III 寳 有 曆 \_\_\_ 相 違 年 之 任

狀

如

件

不

2

高

貢

百

石

右

先

判

之

旨

義

暢

花押

(中江つるゑ子所蔵

中江登とのへ

中江登さの

(中江つるる子所蔵)

高 派 百

右 安 永 --石 年.

任

先

圳

之

山山

ग् 有 相 遊

不

不

III

有

相

逆

之

狀

如

件

安永七戊戌年

七月九日

義

功

花押

文化十四丁五年

七月十八日

右

明

和

四

年

任

先

判

之

出

高

武

百

石

之

狀 如

件

義 質 花押

中江類右衞門さの (中江つるる子所職)

0::

旨 右 高 天保十己亥年 七月二十三日 不 文 派 化 可 白 + 有 石 相 四 中江類右衞門とのへ 遧 年 之 先 義 狀 任 章 花押 如 判 件 之

高

貢

百

石

旨

(中江つるゑ子所職)

不 右 天保十四葵卯年 二月十五日 可 天 有 保 + 相 違 年 中江類右衞門とのへ 之 任 狀 先 義 判 如 和 花押 之 件

(中江つるゑ子所蔵

高 须 百 石

右 天 保

--四 年 任 先 判

相 逆 之 狀 如

件

旨

不

III

有

文外三癸亥年

九月十五日

義

達

花押

同上包紙に

之

義達樣御繼目之御判物元治元年九月二日被成下質

\_ シテ跡式二仰付今年三歲名代平山次郎兵衛相勤 文外三年被成之御判孫左衛門御叱リ

中清器質

歲

頂戴仕ル

- 0 上道郡乙多見村は今の岡山縣上道郡財田村字乙多見。
- 方誠は宗義誠公の一名。(紫水)

(中江勝氏所藏

中江清壽さのへ

- Ohi

0 州三郎 藤助

銀 五郎

膝助(登)

類右衞門

六 佃彦六の筆に係る中江氏の系圖

1 3 江德左衛門吉長

真泰君御代於。伯州米子, 出勤之由云傳。不詳 直泰君御分知之節為。附士之列。寬永年中死去之由云傳食祿百石

衛門惟命 質八德左衛門孫也。爲॥養子,從॥德左衛門,之由云傳。號 ..藤樹先生。

慶長十三年三月七日生於江州高島郡上小川。幼名原藏。 諱惟命

元和二年九歲從於祖父吉長。住手伯州米子。

元和三年從於吉長:遷手豫州大洲

寬永十一年致」仕歸于小川。

慶安元年八月廿五日卒三十小川之舊盧。四十一歲。

右生卒履歷梗槩季重之書記也。

以下略之(藤樹先生傳。 矢野貞杖氏所藏

(附記) さす。德左衛門青長の條下に直泰君御分知之節云云さ云へるは全く藤樹先生の事實にして、離父吉長に關せず。(紫水) して茲に記入したるものご思はるれご詳かならず。同條下に先生の幼名を原藏さいへるは諸本の佚せるこころにして頗る貴重なる文字なり 按するに此の一篇個彦六の自筆にして、その右生卒云云さいへるは單に藤樹先生の條に係り且つ個氏は常省先生の書記を他より移

藤 樹 先 生 辅 傳

# (七) 集成せる中江氏の系圖

藤樹書院祠堂神主的中に曰く、「故德左衞門公諱松字吉長中江氏大宗始祖神主」と。 據祠堂神主書諱松者蓋其小字稱德松也。」市東夫人神主陷中に曰く、「故東夫人諱市中江氏大宗始祖 湖學紀聞に日

神主。」

(附記) 以下履歴に關し藤夫子行於開傳に見ゆるものはその記事こゝに再録せず。〈紫水〉

第二代 中江德右衛門

祠堂神主陷中に「故徳右衞門公諱烝字吉次中江氏小宗始祖神主」といふ。湖學紀聞に「據祠堂神主

書諱丞者蓋其小字稱德之丞也。」と。

祠堂神主的中に「故北川氏孺人神主」とあり。

傍に「歲八十有八以」寬交五年乙巳十二月二十二日、卒。於江州高島郡小川村ごとあり。

(附記) 接するに北川氏の南東夫人で同名なるは蓋し襲名せるならん。(紫水)

に男

中江三郎右衙門 仁兵衞

譚吉八寬永十三年七月七日歿す。行年五十九。 室萬木氏の女。(「藤樹先生」摘錄)

(附記) 右「藤樹先生」所載の記事は滋賀縣高島郡青柳村大字上小川中江代吉氏の書類に據る。接するに後世小川村に於て中江氏

を稱するもの多くは此の系統に屬す。(紫水)

三男

元立 崇保軒 中江右門

附記 湖學紀聞に崇保断と治之とを別人となす。今その據るさころな詳かにせず。(紫水)

惟 命 諱八原 姓者中江氏 假名八與右衞門 嘿軒第三代

字惟命 而问 堂神主昭中に目 號顧軒稱藤樹先生慶安元年成子八月二十五日卒藝邑東北玉琳寺。」 「與右衞門公姓中江諱原字惟命大宗神主。 外箱に曰く、 「先生姓中江諱

原

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

[ii]

陷中

に日く

中江惟命公夫人名久高橋氏神主。」

女子 蒜 葉 先生之妹

了 们 諱 虎之助 中江太右衛門 嫡子也

月廿三日生於江州高島郡小川村寬文四年甲辰五月十 Min 学神上 陷中に目 1. 故中江氏假名太右衞門。諱虎助字冝伯神主。」側らに 一日卒,於前備州三野郡岡山城下。 「寬永十九年壬午十

(右陷中記事志村竹涯老編書院記事に據る。)

一仲 樹 先生之 鍋之助 中江藤之允

江州高島郡小川村「寛文五年正月廿三日卒」於城州愛宕郡京師「歳二十。」とあり。 师问 堂神主 陷中に曰く、 「故藤之丞氏中江諱仲樹神主。」側らに「以正保三年两成正月二十五日」生於

→季重 三男也 常省先生 第三郎中江氏ラ轉ジ江西文内

(對州中江家系岡に小字龜之助に作り宜伯公碑文に季孝に作る。)

先生。近江 洞堂 神主陷中に目 國高島郡小川邑人考諱原字惟命稱,藤樹先生。妣別所氏慶安改子七月四 く、「故中江彌三郎字季重神主。」外箱に日 ~一先生姓中江諱彌字季重稱,常省 日生。 寶永己五六月

際樹先生辅傳

一十三日卒年六十二。 葬,邑東北玉琳寺先瑩之側 一娶長谷川氏生二男一女。

享保乙巴存門人相議設 神主二月念日工人竣事越念 五日本三納 Mil 学

王 林寺元過去帳に日 一一高山道保居士。」大正十五年四月十七日燒失前の過去帳に依 ろい 、紫水

女 -3-= 12 伊知

湖學紀開名珊璃天に作る。

子 染

女

湖學紀 聞名拾適大溝臣蔵田清左衞門云云に作る。

之嫡子也 常古先生 對州兵御附成世 真 N 45

中

71.

藤介

延 寶二年五. 月二十日 1111 前 尚 山 に生 るい 元禄 十六年對馬侯宗義方公に事 へ食味 二百 110 享保 +

14

衙門 11 41: 十二月前 -0 H 吸す。 女、 11 諡桃源院花心 浅诚 享年六十。 公より 派 幽香 對馬 0) 大姉。 國 字を賜 嚴 原 ○藤樹先生 成 ふる依 相 寺に葬 一所載 て諱輔 るつ 部 3 派 歡喜院大洋悲心居士。 明ご改む。 學校奉行ごなり享保十八 室嚴原藩士早田式左 华

法 名顯考誠明府君 神主(小川本)

中江湖九郎

某二

以上 順 位並に名の下に摘記せる諱號出自等の 記事は藤夫子行狀聞傳に依る)

郡县 內

0

「藤樹先生」に曰く、享年二十五窓泰享院健利嶽通居士。六(湖)

行狀開傳湖學紀附共に中江為右衛門に作り二男。

文内」さた別人で為

元春寶永五成子年九月五日。生。父二隨戸東武二 到リ享保十八奏出年 IF. 月十七日卒 スつ (小川本)

236

勝明見男

寶永典賞七年三月九日生同藩士黑木平庫養子トナルの(小川本)七典賞・七典賞・七典

**附記**)接するに行版開傳、湖學紀開等此の項を脱す。

藤樹先生に此の次に女子三人を擧ぐ、即ち勝見の妹なり。左の如し。

《子 嚴原藩士 梅野右門の室。

ナー同志賀重左衞門の室。ナー同・「一間」を登り、「一個」を表す。

減明の三子

紙嫌五郎に作り、「湊街先生」派

(折紙鎌五郎に作り、「藤樹先生」鎌之助に作る。)

享年六十七歲。法名自香院心觀淨智居士。(小川本) 如公御到物被成下、 鎌太郎·民石衙門·藤助。 又寶曆二壬申年十一月十五日義蕃公御判被成下、天明三癸卯年二月廿八日卒ス。 享保二丁四年正月十日。生。父ノ家督ヲ繼グ。享保十八癸五年八月四享保二丁四年正月十日。生。父ノ家督ヲ繼グ。享保十八癸五年八月四 日義

藤樹先生」に曰く、室は同藩泰寶左衞門の女、二子を生む。天明七年七月二十五日卒す。諡自光院慧觀妙智大姉。(紫水)

一元輝登

100

父ノ家竹ヲ繼グ 寛實二年三月廿一日生。レ。 明和四丁亥年閏九月廿五(保) 日義暢公御 判物被成 下

年三月十八日卒ス。享年七十三歲。法名本淨院廓無自醉居士。(小川本) 永七戊戌年七月九日義功公御判被成下一子無キニ依ラ弟元明ヲ養子トナス 三至ラズ 一女ヲ生先率ス。 第元明ノ女ヲ養ヒ黑木勝見ノ二子元長ヲ養子トナス。 文化十一甲戌 ト雖多病ニシテ家督ヲ讓

衞門の女か娶る。子なし。」、中略)室諡本了院廊應貞顏大姉。 (紫水) 附記) 藤樹先生 に日 く、「明和五年二十七歳にして義赐公に從ひ東武に到る。 槍馬に長じ陽明學に通す。 同藩士 飯島留左

藤樹先生補傳

〇九

一元则外記

寬延元成成年十一月三日。生。一女习生寬政四五千年十一月二日卒又。享年六十四歲之。法名寶鏡軒一

圆無相居士。(小川本)

か養子さ為す。(中略) 認為忠院信應柱心居士、窓諡貞性関心妙鏡大姉。又曰く、女子。養子元長の室。 交政二年二月十二日卒 () | 「藤樹先生」に口く、幼より學を好めごも多病にして恋な為す能はず、渡邊佐兵衞の女を娶り一女を生む。 勝見の二男 盆玉照院自室了清大结?

〇 当につき末裔中江澤氏の報に對馬国農原成相等の過去帳目前記「藤樹先生」所載の如し、底本は誤記なるを知る。(紫水

短石衛門

家督习繼が文化十四丁世年七月十八日義質公御判被成下又天保十己亥年義章公御判被成下又天保十 四葵卯年二月十五日義和公御判彼成下嘉永四等亥年十月十二日率ス。享年六十四歲之。(小川本)

迎使さして京師に役し帰りて郷奉行たり。後長崎間役に任せられ居るこさ三年。(中略)諡淳弘院徽淨安居士室は養父元明の女 (附記) 藤樹先生」に曰く、實は黑木勝見二男少にして柔術を好み肚年楊心流の免許か受け罷質公に從ひ東武に到る。後以酊灌 男二女を生み繼室楠本氏一女を生む。(紫水)

孫左衙門

長男

文化十二年正月十八日。生。家督ヲ繼グ文久三奏亥年三月四日事故アツテ退隱ス。明治二己巳年八月(十)年) 嚴原正 藤

二十四日卒入。享年五十四歲。法名得真院為忠勇全居士。,小川本

室は同藩士平山郷左衞門の女二男三女を生む。明治四十年舊十一月二十三日卒す。 諡得雲院爲節全中大姉。又姉二人妹一人あ 大日附役にて蘇州の使者を勤め歸りて大日附無郡率行に任可られ後大日附無勘定奉行に轉じ文化三年故ありて退隱す。 (附記)藤樹先生」に口く、二十歳にして和田流居合の奥義な極め門弟頗る多し。二十五歳にして射襲の免許を受く。慶應元年

女子佐治數馬の室。

以上順位小川本中江氏系闘に依る。)

女 子 間 海土陶 山 庄 那の室、 後離婚

奶 太郎 早地。 路際官の

-3-独 姓 ン太郎

文八三 61: -1-一月六日 の宝

1= 150 ПЛ 治 + 三年 藤 樹 書院燒 失後迎 3 n て小 111 村 玉 一林寺 先筌に 參拜 す。 長

崎縣 下縣 斯 乳 知 木子 に現住す。 室 は 13 藩 士 小 111 廣 胖 0) 妹。 ○藤樹 先生

大 II. 八 作 拾 -1-沿 一月十八 地 軘 籍 北是 (青柳村戶 此 縣下縣 籍 那 簿 嚴 原 町 大字國分四拾七番戶より滋賀縣高島郡青柳村大字上小

16

111

珍山

~

111 汁 -|-Ti. SF. 三月

朝鮮 付 後 [1] 國 0) 校 Ia! 卒業 1:1 京 北边 院 Lil 给 150 ·人 學 113 打受す<sup>0</sup> . . 公丁 後 1 轉 11 六日 15 丹 [1] 3,3 等普通學 们 大 114 殿 14 に於て IF: + 原 - | -1: 校 生 SE. 41: 小 74 る。 赴任教育に從 學教育 三月卒業。 月 \_\_\_ 四 1 H に從 滋 年 賀縣 十二月 ij 事す。大正九年四 当 年 師 के Ŧi. 範學校豫備科 月六 日 室やす子青森縣八戶町松橋宗吉 藤 日 樹 藤 書 院 樹書院に於て神前 月東京東洋大學へ入學。「藤樹先 に入學し、 參拜 L 大正二年三月二 洞 前 に於て 結 婚を 藤 0 妹0 樹 0 直 先 ちに 生 生 日 贈

歌

樹

北

11:

辅

13

女 ·j-初

明治二十八年十二月十三日出生。母原藩士倉成策正三嫁す。

ilk

江

早世

女子 利 明治三十三年六月十六日出生。 雄 久子早世。

大正十四年三月明治大學商科卒業。

大阪市在住(紫水)

藤

樹

先

生補

傳

終

(以上の順位 藤梢先生」に據る。)

12 冷 1= 1: 解 F L 如 140 13 2 に fill 0) T 林 3 石 2 11: 1.13 1) 益し先生が 功 所 nil: ip 0) は 1. 1 1 Jil からし た 16 1). 何 ナこ 際 1): か 3 WH 10 0) 0) 1-[ij] 20 3 I'd ナ 沈 為 树 1) > 小人 11= JIF. たかる 人物 北 生 -[0 力を行するこ 1,0 1 また 111 是 11/13 183.1 ,F 5.1. 仲変 からい 獻 相 2, 1) () 照らす [..] 11 192 0) -11----1111 方斯 せら 75 à) 1:15 K 人 10 1; 1 3 U) te 加 1. 8 b 0) T とは 111 0 0) 論 1-1/1/2 it 113 1: 俊 -j .. 非ざ 72 1-1-0) に供 また 75 HILL HILL 小生 3 知 秀 511 75 高品 厅 を以て、 待 13 揃 18 n 全 L ば之を 没す たより 6 數 叙 未だ當らざる 上名間 けし 以て すっ -0 30 13 3 2 如 3 3 10 その 施す 從來殆ざ世 藤 5 3 2 かっ 0) に過ぎずっ 何 共に、 にそ 5 他 0) ^ 樹 さき、 徹 1-は すい 學 (-なりつ 洩 JI. O) 0 山 底 是 ĮĮ. 感 無 Tà せ 2 0 に知 價 3 淵 Tel. また之と 3 化 名 n > 育 惟 を 編 3 如 尚 甚 0) 厭 だ多 浴 爽 5 して 士 0) S H 看 1-した 8 0 n 0) U かず 俊傑 して、 業 2" 如 同 かっ 本 13 \_ 3 層 全 時 ち 2 き先 5 3 知 る す。 集 1= 0 0 0 朋 かっ 7 得 無名 士 事 結 Ha 有 生 刊 瞭 而 熊 途 樣 なら して 行 から 功 果 0 3 限 1 な 學 澤 祉 1-1: 0) 0) して b 蕃 統 L 天下 際 士 會 有 3 b 300 78 を善 め 忠 無 カジ 由 山 L を除 傳 後世 實 本 部 多 挫 h 3 折する 況 以 との) 導 篇 K ~" ~ 1-傳 裏 T し 72 1-1 1 0) 直 0 微 1-風 る 如 起 その て、 教 篤 外 何 草 衆 5 由 0 志。 1 止 多 学 1-な 30 力 來 以 維 他 者 出 敢 を 事 る 斯 25 僅 でた T T 竭 持 道 功 な を 1 門 3 op < す かっ 0 (7)

人 45 1 3 北 1:1 - 2 I II 7 水 と・・つつ 7111 111 : 5 資料 43/ 泉神 1 3 災等 111 光 U) 此义 如き、 熊澤 多く 茶 Ш 13 SE. 蕃山 (1) 傳 資料 記 1-F 就 に散見す T は 3 る 0 1-書 止 固 5 よ b そり 他 かっ U) 5 諸 氏 1-至

門弟子並研究者傳 解超並見例

20 りて b は始ごとな得るに道なし。 こど前 议 11 谷 停 [11] . 傳 記信な 111 ili 行 1-依て編 F L b ナこ 政 ること 12 音は高書を治 11: を以 - -数ない す) 銀し、 りつ 鄉國 こい THE ごじり は糸 0) 諸家に至つてはその 放の諸家を訪問して古文書 少質探 门 (1) 2) 幾十回 爱 娛 縣 に沙 大洲 \$2 MI 銀 3 至

を水 聽 池 光政公 (1) 省位 1 1 を門弟子中に列した に掲 の傳 17 ふるとこ た りつ ろにして、 るは稍、安當ならざるやの成なきにあらざれざも、公が先生の講義を 殊に儒教主義の實行者として逸すべからざるを以て、特に

を知らず。

以一

漸く本窓を成すに至れ

るなり

研究して註記 卷 18 は 載 mi U) ず之を掲 編纂に丁 弟 究者志 -5-が文 村竹涯 之加 うなした 公家 h ては 17. 0) 心 て當時 饭工 如き之を本卷 1-りつ 換って 或は有力なる材料 なる 胜 先 JI. 生: 用意を以て之に臨み妄りに 祀 U, \$2 0) 傳 Fil (= 3 カラ へた 揚ぐるの失當なるを思はざるにあらざりしも、 加L 如 先 何に深 0) る史質 の氏の筆記に據りて傳 神主 1 刻 1.2 なる印 学 U) FL P Hi. 3 象 近鄉 1 収 至 材す 門下 りて 與 へられ 1 ることを は、 末 12 75 倚 往 た カコ U) 避 るも を視 济家 K 誤 け 117 0) 12 察するの資 に存する 少か 3) 3 な らずっ また先生の遺書を 発 を以て、 th 依て特に之 2. 供 n 繁を厭 50

ग्रा 13 朴 主さして直門の 豊氏の研究し、 肥後落 (1) 13/13 一濟大鹽 潜小 11)] 又井上真改に就いては依 5 1 连研究 に就 山源 1. ては 治 1F U) 11 傅を叙 潛花等先生 1: 妻博之氏 -3 るか任 | 知川朝陽氏の研究に依りたるものにして、安原伯正 0) の學に私淑 和干 % 務ごする 赤 せる節 ものなるを以て都て之を省略 供 花 士木 々たる學者多 村真行 並吉田 12 ありとい 忠左衛 الا さる 就 ては 本編 +

陽 桃 朴 する 原景文同 11/13 ifi 諸氏 等については笠井 1-足亦 0 6 儀 T 必 は 0) 渡邊賴 兩 氏 訓 兀 並 计 の著「安原霖寰」に負ふところ関 (= 永山 11 豫史談會 卯三郎·河 西 层 本 寺 一夫·大島勝海 源透氏等より材料を受けしこと少からず。 る多く、 の四氏に負ふところ鮮少ならず。茲に 大洲 方面 0 士に つい T 固 は 大 山 洲 藩 町

之を謝 「兒例」 一、本書は藤樹先生直門の諸子を本傳とし、 その子孫にして家學を承繼し又は 特 1 學 術 E 功

あ

るも

は

PH

)さして之を掲

1

72

60

る を以 て特 石 花 は門 ( -附 人の子 )として之を掲 孫 1-あらざ けず たりの れざも、 藤樹先生書翰雜著の 編纂者にして本全集と密接の 關係 あ

篠原 元博 は 藤樹先生全集編纂者として功績顯著なるものあるを以て特に本傳に加へて之を最

置きたりつ

は 例 作門の 新 1-屬すれざも本卷は門弟子としての 附 諸氏 3 に氏 10 呼 を以 3: に姓 T 0 下子 TZ 0 2 また熊 稱 L 傳記 12 澤 る は なるを以て今は採らず。 蕃 文集·書翰 山 • 淵岡 山 集・年 の二 一子を呼 譜 等 0 3: 用 に先生を以てする 例 1-依 る。 その 用 は 例 從 な きも 0) 用

3 熊澤 稱するを は姓に 可 こさすっ して帯山もまた姓 然るに本 書 多く なれば、 0 場 熊澤蕃山と稱するは 合 熊澤蕃 Ш 3 稱 L たっ 意義 る は 唯 をなさ 普 通 す。 0 用 熊澤伯 例 1-從 繼 ひ 72 又 は 3 0 み 山山丁 介

書 は 傳 0 未 尾 1-原原 據) 0 二字を掲出して、 その據るところ 0 書名を明 記 L 或は その資料 0

所在等を略記したり。

- 木文の記述中既 に據るさころの書名を 11) iil. せる 3 0) 13 (原 據 棚 1-事餘 せず
- ないは 必要に應じて資料を詳記 して記述 (1) 悲くさころ かと []]] かっ (-した りつ
- る もの 大洲族さの は之を省略 他落 せり 公乃盆號 を以て識せる場合はその下に()を附 して本名を示 C 4.7. 但 再三揭 Hi 4
- Til. 述 1 1 萬年 水 0) 文字あ 5 此は萬 年三宝石花 著藤 樹 先生 書館 維著を示す。
- 傍記 1 3 徐 )さ脈 せるは 一徐姚學苑」にして一加一言識せるは「加藤家臣録」なり。

昭和三年八月一日

小川喜代藏謹識

# ( 再刊追記)

- 1) 永田 得 たり。 權有衙門、 第二册 Fi. 新に發見したる先生の賃債 九八八八 丘六〇一丘六 一頁間 によりて門人中 打印 及江 1:13 门所完 に此の人 南八卷 3 1) 一號近藤信氏永 7i. 百石 の線 を食 间欄 孔 右衙門值 し家どなる 化始 照 8 7 知
- 0 右衞門、 池 項目下に追録す。(藤陰 光政公上先 郡安兵 生 正真についての記述。 1 關係、 北 川委儿 並に綱 () たに係 省 の河在に由る義則各田 る温 111 の研 党に関 又四郎の系譜及び戸 するにに る書目 近縣 [1] 採助 信氏 正度 利高 佃 0 叔 iil. 加事を失 及 水田 權

## 族 樹先生全 集 卷之四十 四

# 门弟子並研究者傳

# 一、池田光政公

し。 英明 に依 主。得能澤子。而任以國政。明 義に則りたる國家を建設せんことを圖 せるも めて後 公また落山 0) Hi 前 御移封以 の後 月 君主にして夙 少將池 11-來先生の 1 の筆 前 日七 Ш ヨリアリテ、 光政公は三十二 の旗に 十四歲 な れごも、 三子並に 1 より 熊澤蕃山 を以て逝け 遊息 T 良之遇。實千載之一時也。」と云へ ノ所 吉備 中川謙叔以下 辭を卑うして、藤樹先生を 一萬石 が王佐 ナリシガ、 溫 故秘錄 を領 90 n の才あるを察して深く之を信任 30 烈公ニハ聖學御尊信ニテ此處ニテ文武ノ兩藝ヲ學習セシメ度思召サレシニ、 諡 せる大藩主にして、 貞料澤惟 門下の數輩來り仕 して芳烈公 されば太宰春臺が湯淺常 の文信ずるに足るも と稱 招かれし るもの、能く此 しまた烈 慶長十四年四 て國政に任ずるの端 も先生辭 公さも し、 0 Ш あれば左に之を摘録すべ に復する書に 月四 孜々として治を圖 0) 5 L 間 ~ 30 ひた 日 の消息を穿てる を以て岡 りと云 緒を啓け お 3 「夫烈公者。不世出 2 30 山 60 り専 公は 城 併し B に生れ、 此の 5 比 のさい 正保 類 なが 儒 事 ノ頃 ら是 ふべつ to 英

失·中村又之丞等太右衛門二從七 石衙門 ヘザリ 節巻七 =/ 後、 ヨリ、 助右衛門 与右衙門子太右衛門 ョリ陽明學ナ御勘 、備前へ來リテ此花炯二居住セシメ、諸人二學習セシメラレシト云フ云云 宜伯年 メ奉リケレバ、江州ノ大儒中江与右衛門藤樹先生サ召サレ 僅カニ九歳ナルチ召サレ、慶安三年庚寅來り仕フ。 此時与 ケレ 右衛門門人加世八兵王·中川 E、與右衛門 ハ御 印印

以老且疾一餅不 按するに服部南郭の加世 至。介其子及諸弟子至ごといひ、 殺軒君墓誌銘 に熊澤先生薦江州 慕賢録にもまた此の事を載せたり。 處士藤樹中江先生。於是侯玉 され ご此時先生未だ四 帛 心禮聘 之,

門弟子並研究者傳

先生 n は、 11 图片 行 北 沙 h 3 111 3 似 は 130 1 1= た 1. 先 \$L ば h 1: 8 T 時初 故 契 1 1, 13 後 御 1) 华 2 エ 3 分 []! 3. -変 6 は PAGE FEE 2. -}th 7 6 す。 ル 0 0 H 殁 2 後 1 6. 15 1: 1 J. 至: 13 前 b を以 T PI 浉 7 T 0) H II: 3 现 0) なす せら 码 を 1 角岸 \$2 し きし ナこ 3 は 8 番码 隐 U) 0 T Y' 安 3 お 儿 3 51: 3 -31 1-~ 拉

1=

儿子

谷

1:

173

1-

小外

31 E

His

所長

**歿勳** 後寫 村 澤 生 1 德 か \$Ini 神中 者 打 無 12 先 御 北 0) 3 雅 後間もなく 招 界 阳 3 國 11: 师申 3 约 步 3 N. S. 和 なく 有 -1: 信 T 加 7/1 0) を 政あ 感 际 式 國 T 0) 係寫 公 年 とあ Hill 川 加 书 らりい 御 山如 御 學 强.) U) U) 輝 游清 たろ % 延灯 11 儿 別 h 應 T 民 從 者水 過己巴夏 欲 廿八 0 熊 俠 TIL に設け 御 n PU のなるこさをいてり。今その據るこころを知らす。また一説に湯淺常山の集四十三年十一月國府年東居士君則か刊行して「芳烈公言行錄」で題せり。その本君則、池田侯臣近藤篤著。接するに本書の成れる年代詳たならざれごも、正閑話等有。」按するに公先生を大津の旅館に招き御閑話ありた。また同日話等有。「接するに公先生を大津の旅館に招き御閑話ありた」また同 被 1: 20 1: た 村村 140 H りつ 近 11: 祀 公亦 月家 浦!: 院 3 常 22 河人 1 学八 -11-[] 3 1-Min 中 子村深水 E 御 Till The state of 1. ir. 木 ひて 刑: ~ 1-IC りつ 序の銅 1/2 水 前) な 太 御 な 加出 h りな 師ど 祭有。 按す H -せ -0 2 3 桨 3 御 0) 8 学 内 傍 1-今は INTE 0 U (-備 小小 3 1-Mil T 和 بالا 好 11 小 削 11 參 後 氣 IN 111 () Mii 拜 ir. 異 神神 积 和 U) 道) 紙 1 1) 戶 [ji] 親 1 1 ) 那 木 20 卻 南) 11 武 往 iT. Ill 3 ( 石 江 村 か T 外 則 見ず。 FF 影 胜 田」 功战 右 党 潮记 大 は 村村 1-1 衞 す 字 先 1-1iii -3 收 沙上 4= 祭 旅 木 8) 村 1 た E 0 さを得 に於て Ill U 出 邊 先 派 るの 4: 1-公近 出 池 た 1 號 芳 III 1 50 烈公 人 す 見 俠 去 0 之 1-0) 後 を 後 1 H 0) 神 K 2 愈 pill 裕 13 = = 深 八 0) 0) 1 丹 昔 DE ALT. 水 村营 3 没 13 を す 1. 3 村 Ш 泳の -11 思 稱 U 後 形 Till 御 1 年赤松 公先 7 鏡 旅 出 す Jit: 7 純 0 熊 -11 0)

行 生 慶安 に登 0 -f. 州 元 to 11 is 川宜 月 次 75 備 -11-1 1: ti. 壬 1 H 训 序 11 1) 村山 -先 また 业 4: 12 水。 2 せら 小 111 750 御 2 遺 客分 1 40 11 13 なし、 公其 1): THE. 及 115 业 能 U 妹 は 12: J 沂 23 11 介 夫 10 な 逍 13 勤 扶 8) は 持 米 to T 膊 か 下 季子 か 贈 3 常 to h 省 來 -5h h 1 门 (1) 如 せ 3 L は 30 終 0 1= 後 學 まった 校 先 T

打

12

b

3

83

北

38 月

12

15

歌

树先

生真筆至聖文宣王の

書唱

12

中室に

かう

.

17

6

れた

1,

0

此

1)

朝

倘

池

[1]

家 +

務

所 始

文

九

红:

公

泉

1418

愛

11:

H

水

思

1:

前

じて造

将

せし

8)

i,

11

13

3

國

學

坎

J/J

1

3

を以

T

ころの

---

Hi 41

H

道義 せ りつ 20 此 說 事 せ 1) 於 118 11 S 後 11 7 沪 + t 13 教 30 首 22 -13 = | F さし h こう) T 此 41 TP 0) 處 督 1-せ h T 0 行 国 は 十月 n ナこ 九日 3 7: 番 山 始 めて諸士數十輩を學舍に 會

を施 から は 如 0 2 73 30 地 加 200 U) して之を兒島 3 得 3 他 13 TC 大小 和 、朱子の to 12 摇 相 陽 0) 泽锋 前 周 近 谷 信刊 信 油 通 法 1-に地 地 じ、 に俊 [[]] 18 相 ip t) 以て城 て非 して 相 0 T 米 豐合 Ш 7 18 1 を設 隄 儲 38 0 to 氾濫 築 創 17 X 民を置 き潮 設 を防げ 完 (T) 多 扶 き名 桿 岭 奂 3 助 き歯 ナこ から 1-つ It 如 備 To 3 て井\* 3 講 斥 堂 數 1 け 田 カジ T to 來 如 村台 沃 築 n 3 士 3 (今和氣郡 ばーとし とな 聖堂を建てて大に文教 まった 旭 伊里村 以て十八 川 て儒 0) 東 教 大字井 方所 主義 町 調 三段 0 田 實現 百 0 7 七畝 更 間 張 1-稱 Ш to あ 0 圖 らさ 大 ナこ 步 る n 事 カジ

京之刻 和 1: 石 て、 斐錄 0) 年 天下に 條 月 1 公御 にた 图 名を題 Ш - 4 0) ili 4: 文 (= 國 し給 à) 子 4 h を勤勞なさ 侯 to 3 0 雷 國 Als 中の Ш 家 n 1 人一人として其 務所に於て 御 學文 3 初 芳烈公御 澤 め は を蒙らざ E 學後 日記 朱學 ろ を 拜見し 8 御 のは 尊 たっ 信 な るに、 被 し。」上、三五二 遊 世 承應三年 四 頁第 君 午八 2 子 5 3 月二日御上 稱 90 せ 編 其

137 州 流 州 が状る 沂 太郎 F: 京候 はゞ心學之事急度異見可、然候。 主は不」可」止 候得 共、 家中へ 廣まり不」申様に云云。」

3

見

tz

3 す 1) 信 朱 11 板 倉 15 [] 守 重宗 河 井讃 岐 守忠 勝 と傍 記 せ h

き態度 多 1 -5. 茶 樹 \$2 先 141 75 山 示 11: 111 3 U) 腻 0) 0) 4 りてとな 3 策 511 先づ 10 70 刹 よ 11 方烈 立) 1.1 n て、 75 Hu 5 公の どきは 噌 7. 之を 3 11 能 かっ 公晚 曾 0 置 < 70 地 3 Fil 年に至 追 1-化 n 寝す 應用 ば 有 7 一り幕府 斐錄 3 L 政 0 治 個 必 0 要 記 E 0 0 あ 1 忌 事 見 試 は 品品 3 識 を避 to 2 此 70 知 72 立 0 事 T け 3 3 實 h ~ 8 72 きな を 為 0 3 皮 は 3 め 實 姑 相 b 0 12 的 らく 1 芳烈 蕃 1-王 0) 山 公な 2 學 な 多 b 見 0 b 72 捨 とすっ 7 3 Mi 7 3 L 7 朱 0 な 學 3 先 生 n 3 to ば 0 1. 奉 學 先生 せい 30 3 惟 算 カジ 0 學 信 如 2

一個 滞偷 HI3 HI3 1 渡 文編 京代金0 藤樹先生 年齡。 膝樹 先生行 狀聞 傳。 續 潘山 考。 碑文 一件 田 村 6 光 政 公御 H 記。

PF 弟 3. 水 研 光 书 傳

# 一、熊澤伯繼

+ 8 す 1 0 6 助 50 [iii] 3 Bili 74 Xi 6) き -守 11:5 澤 3 3 十三ならざる! 業を 乃ち二 なっ 13 人 る in 10 る 2 ... 光线 1 11 足ら しよ 1 人 大 il. 夜先 30 1n Hi て、 集義 からず。而し 200 Ti-[11] 孙 用 4: す。 3 T 12 It. 1 を O) 仕 3 逐に 外 門 (1) 以 砂さ H 偶 10 2 Jī: 11 7 5-して集戦外書に蕃山自ら二十四さなす。結く外書に從ふっ、元祿四年七十三を以て歿したれば、寛永十八年は當に二 致 料等 福了 您之六に 12 L 膝 3 0) 1 - -志を憐み先生に T T か IC 不归 L 樹 て、 許 近 18 先 6 (1) 4: 本 3 ir. 目 E h すい -5 2 111-政 · j. 111 0 すっ 0 自 為 (-推 相可 3 原 党 1 作 こ、 に論す 九 1-林 此 7K Tp 隱 年七 - -(1) 山 7 聞 時 11 \$2 儿 き小 月 训 0) ところ 寫 作 和 Ill 事を 再 i, 何 先 ili Hi 111 1 CK か 8) 红 11: 村 pil. あ 死 練 FAL T 10 Y's 1 --1 6 b 文 17 稱 h 至り 0 T il FAIL 7 4 B 3 7,0 京 日 7 < 修 備 13/12 淮 業を 都 声 む。 唯 前 Ti 82 11 们 先 75 15 條 なさして 20 受け 生: 1-將 1-先生 よ あ 光 11: んことを C, 1E 1) K 20 小 2 きる 京 200 稱 公 3 门 到 0) 13 師 m. 12 12 命 衛 1-計 1: Tr. 1, 至り 以 七 2 1--31 1 3. 7 即 -+ 從 3 딨 -公 成 先 4 11: -3. Gili 国 111 後 時 ) 留年 7,3 江 災 九 H 能 H 求 1--5 -31 门 3 1 A 0 應下 かっ 1-12 凡 111 3 7:

我 il 年 餌 時 たけて問學せ 法 死 初 0 力 PU 0) 74 かか 川まで THE 文字 1) んさす。 15 hi て学 た 12 ii il 170 あ 10 文才なく文字なし。 經・大學・中間を學びきる 智 II 12 京都にも 20 みょ して 集 2 話に仍て か。 14 71. 州にも 120 水 174 1 気力盛なりし時は不幸に めしむ。 行こさ 720 7 الماد いいきつ 12 より 共 か。 ない 比 後江 11-中 -4-0 14 YI 父たろ II: 6) 家きは 1 -6 -j. 月 して 0 书 11/1 仕 115 は 2) 1,0 I'm ~ 行て 見て 致にて To 為 3/2 あーさ 此 的 中 んがた 知 Ja.j ŸΓ. 學す 0) 氏に か 山田 不 めに 逢て 3 120 知 よろこび予に At 江戸に うた 11 III. SE 用 ないり から 0) 行け T. 11 3 1= 1 12 精 17 2 211 亦 市中 te 3 100 10 かった ろ人 來 3 勞 -10 ìГ. 12 1:1: 州 師で久 3 痾 引 () 1 紀に成て 妹 これに 遠 九 力是 3 11 より 143 後 Til 健

役 5 3: 0 どなす。 TE 慶安 14 保 期 14 年 J) 要语 慶 JIJ. 年. 1/2 CX 招 儿 11: を守 6. 41: 3 -T 6 6 11 [1] 12 む 11-1 Ill 大 1-·li 和紙 人 什 H 2 旅 11/2 0 枯計 八塔 公問 b 11: 卒す 國 TI. よ 村は h 政 0 1-林 備播作三州の 茶 好 111 則 111 力; ियो 1 なっ 任 受 旅 (1) It 才 犬牙相接する T à) 7 來 る を h 多 食 形 知 すっ む る どころ 是歲 叉自 大 1 公 悅 6 水 心 U 喪 派 山 T 0) 百百 尤 派 服 专 かり す 11 要 川 3 Typ 舍 給 15 U) + 1 二年 地 大 命 夫 3 to 1= 7 侧 及

T H 0 0) 15 14 T 红 0 公に 版 T 消 功 3 速 林 10 1-ılı 1-1-常 か Lix 備 3 EX 12 從 70 10 6 2 見 1-0 13 1= 7 A 11 ma 倉庫 せん る T 5 训 T 等 X 歌 人 47 どす。 を開 其 1 15 君子 八 戶 712 經 L 1: め、 小 111 0 0) 7 劃 37 忍、 廣 赴 塔守村 0) 0) 111 7 CK 2 法 會 像 策 以 さらず 7 す。 0 專 K 0 0 間 時 幅 け 窮民 じて 徙 10 是歲 1-70 弊 7 重 籍 乘 月 數 to 掛 矩 北 せ 果 7 30 洪 2 救 1 ·堀 2 人何 救 水 h 3 Ш ~ 3 3 ず。承 -H まか 南 0 かっ 0 道 み 5 端 とな h JE せ 18 0 また すい 絡 公 俊 應 慕 憂 馬 0 餓 to 他 is 2 勸 使 0 開 死 75 IMI 年 多 者 勇退 せ 检 よ 70 掛 3 8 L 忠 征 幕 7 h 10 h 幅 T 12 平中 山 K せ 具 盖 蕃 諫 2 府 73 h 多 Lo 公 0 h 山 3 0 1 1-3 遣 る -111 1 箱 13 閣 3 從 八 閨 家 は 8 め な 12 70 老 多 清等 地 門 頗 水 城 0 5 20 II. ない 勸 外 7 九 3 利 肅 尊信 蕃 萬 儉 四 to 相 戶 然 to 1-山 是に To 1 萬 人 1 家 善 置 和 最 1-蕃 發 7 道 L < 3 金 延 於て 及 L 3 田 7 to Ш 雍 厚く 2 7 地 借 3: 衣 睦 7 京 自 服 2 0 Tp 妻 民 b E 意 開 ら之に當 防 を 師 飲 7 客 大將軍 20 犯 自 食 to 2 to 2 造 諒. 寓 淡 0) 6 T なす。 すっ 家 松 公乃 用 とす 然 5 時 5 備 事 3 1-政 o 5 猷 充 L んことを を 武 0 德川 得 執 公 7 備 T 3 n 好 to 失 72 重 h 山 賴 嚴 T 70 0) 50 h 宣 h 婢 所 3 議 民 73 を 女

意を 古今 13 7 37 13 1111 113 って 3 TES 治 怀 8 12 It 3 0) Vi 0) か 家 it 深 41: -1-51: Ili 1 FAI 和 70 1: 治 0) 派 K. 0 都 0) 僧 17 狝 机 功 di つく ₹ ts 海 8 水 0) 元 意 Jui; む。 是 政 谷 0) ば まるで 8 村 3 見 山 友 水 3 30 々池 は さ日家 か 獵 3 Ш たさ 1 やまの 家別 b 1 J 30 善 丹波守を戒むるもの 介 3 馬 0) しげ 中 逸 3 0) 稱 數 即ち遯世 1 山 嘗 T あ せ 2 盛 T b 3 3 げけ 元 0 73 1-1 居 陷 政 暇 0 h 一般通を收一般あり。 n 0 0 る 南 b ご思ひ入 稱 蕃 ă 右 5 収むの番山 30 す。 2 40 Ш 0 臂 殆 庬 重 公に to 53 致 職 1 諄 3 傷 會 1-尋 仕 には す。 10 請 あ 4 (1) T. 後 0 る 3 食邑 -蕃 雅 3 7 自 は ど八年。 2 樂 6 Ш らさ 寺 琵 を ~ 0) お 學 5 季 B 口 h 子 30 CK 3 村 ~ V 3 鼓 芳 丹 國 大 を りと 事 烈 改 < 典 波 悍 小 10 公 B 7 à 倉 習 馬 T 輝 m 0) 5 盖 ば 2 蕃 禄 7> 歌 8 鞭 3 Ш 起 必 政 す 73 養 5 卿 美 2 1-う 琴 强 上海 名 事 取 7 歌 弓 湯っ 0 h づ 議 < 嗣 3 暗 彎 を 1 2 好 蒞 な 3 歸 8 與 7 與 臥 3 m h 能 5 新 0

18

かい

-J.

か

2

多

1

Ti-

-

多

前

U

軍

風

0)

備

邁

石

0)

家

1-

比

1

~

Lo

0

政 7.5.3 Ni 411 ( -哥於 753 印记 C 6.78 ILI 1 是に T 谷 於 13 -HIL 覚文 7 113 -1: \$2 10 41: 111 終 0) 時 (-京 1= 智 学 10 1) 天 上 例 :) --1) 芳野 15 响 1 110 油 10 0.4. r. 和 収 哥先 70 3 -- 4 省 () 少か 三) h i () -4. U 人 ず) 1) Mi [1] 代

0 赤 は よ L 野 山 0) Ш 守 3 b 7 9 9 56 生1 82 花 0) 16 香 To

1.3: かつ 73 せら かっ 年 4 5 1 ili HI I 先 II Tile le 75 を大 0 宇 14 75 3 n 73 ば 行 泉表 SF: 0 1 13 1 3 状 0 和 就 iT. 是 侧 1/4 b 1-藤 記 0 題 11 思 SE. 應 0) (-Ill 22 11/3 十七七 1. -署 3, 店 村 よ 同 址 -301 見 能 草 1 心 3 域 1) 111 備 0 lie 75 TY. 加 熊 水 凡 H HI 1-ううを 終に近 定 作 14 1 水 11 彩 间 Ш Ш 環 -E. 11.5 採 - 1 1: 01 111 11: 供 游 居を名 1-Fi. 引 到 0) - 1-10 して 本 移 種 軒 即 常 1) 本全集第二肼末尾志村全書の檢集系列書の檢集 伯 i FAL 山 3) 大 111 3 之を送 りつ 享年 ill 先 目 從 1) は 政 礼经 之墓 弘道 す。 4: 处 九 付 -T 行 集義 -1 0 徙 E. 18 CX 11: 人ご つかつ 狀、 0) -1-释 游 板 3 们 13 慕賢錄 有三。 せら 华 倉 di F 和 60 ľį Hi 熊 書、 3. 老中 2 0 [4] 字 14: 0 儀 朋善 \$1 1) 1. 果之 先生 集義 明 談 ナこ 70 3. H 11-井上通 治 談 12 41: 0 [11] 偶 Ti 松平 是成 討(附)集義和書の一つ眞著にして禘山 守 か は 定 9.11 14 1/4 13 之 見て 行錄 書 -1-11: 11 1 (1) 三年 泰 15 制 芳 炸 70 H 姑 illi 以 1-XI 及 [ii] 71 (1) 33 8) 旅 じてい T 4 111 服 T 公 1-D --1 少少 山 M は 一大 勢 政 至 よ 书 月 人 默 济 华文 Win 崩 狐 121 ナニ 1) ・味参照。(海 幹 10 分だご 3 卦 カン 松 は 1: 續落 何 10 II. 創 215 13 U) H 7 儿 L 水 0 L 3 F 红 朝 П 1: 士政を 総 て公 [ii] 山 Ill 傳 红 fini 弘 蘇愛納 小原 考、 HL 13 Ti 守 先 特 元豐 真街 牛 を以 筆光 信之 四月 ins (1) 1 成 文 すっ 奥 質錄 1-を以 112 委 ~ 3 彩方 弘 H 7 祀 (') 2 古 罪大なり 領 義 3 ナッ T 75 れりごなす 人 ことと 贈 () 强 片 地 inl いかいからし 把 水 4E 播 O) Ш II-U) i, 熊 1) 111 資 州 Ti は 174 大 h 1 堤 位 14 湯 ŧ, [1]] 命 0.4.L 之 亦 朴 本 0) 这 を 个出 11: 11 終に 追 松 113 鱼生 1-山 ち事をな 次 移 等 红 Ш 山 图 11 一一世 寸 林 先 1 H 111 U) 南 () 能

すべきも 文集 PHO のなしつ 原 HY: 7 リスチ 通 言の低水 疑 た存す。 然深子之行 义 ま) 1) 116 11 115 111 7, : 招 ナンニー ME FR 州 趣 7). んさず 3 なっ 11 万文 ついい 11

太宰春尊復,湯邊常山,青日 夫烈公不供足,數也。徂徕高邁負,才,鮮,所,推服,然 失烈公不世出之英主。得 服然許古 旗 15 今名家。以,先生,為,其書、管 熊澤子一两任。 当常に 题, 13 12 明良之西 1 人 11: 1: " 飓 明, 竹干 THE D H 戦之 41: 來 信号 Df. 书, 也。 11 呼 影 人 [1] 村、 先生 1 11 111 HI 133 [[1] 1: 盛 餘 -j. 研 未

附

#### 學 Ш 太阳 业 江 茶 Ш 文 庫 0 剏

是よ 15 1.1 13 炕 2-11 地 沂 (1) 1. (1) 1 0) [12] 能 il 16 -5件 11% 1:1: 椒 i'F 1) 15 7113 1) 家 女 か [] 批 贈 5 成 1-父 1: 153 1) 27 144 if 陷 ·f. 11/ とに事 ili 此 II-75 n 系色 1 1 2 時 は 四 相 法 III 114 1, 1) " 郎 1 0) 那 12 137 -3-水 12 10 10 畑 12 1124 收 りつ りつ 70 老院 44 7,0 ナック U) H 和 < - 5-1 沙科教 思 77 + > 男繼 消掉 7, 13 输 刹 は [1]] 行 7 1/4 深 村 是に於て 1 出 儿 糸战 शिय 1) 治 --2 TIL. to 大字 1 義 山 IC 12 [1]] から 3 11 2 74 1 ( -1-3 十二 り JE. 0) 红 0) 栗 12 1) 11 よ 栗原 60 祀 描 傳 U 五. 原 來 松 3, 1 h 41: 1-13 45 3 を 月 遇 來 h -に地 かっ 0 屯 浴 建 < Q 本 1-A 0) して 7 氏 茶 将 h 田 立 7 せ 神 人 な 1 斷 せ H 同 Ш 111 To 兵に志 3 第 終 情 : 1 州 右七 畑 絕 から 首 0) 相 並 氏 1 九 直 8 Ш 8 0) (7) 1 熊澤家 その宗家 遺 縣 72 大 世 後 7 2 系 郎 頫 物を 當 津 優 神经 Æ その h 0) 浪 3 13 2 局 遇 交 3 阴 人 1148 1148 稱 0 北 五 To. 奉 は 明 别 to (-去 1 カジ 1 海 物を永 i 総 7 年 種 治 30 至 池 爪 n 又 3 加 道 る IJ 莊 7 げ 共 京 十月三日 14 12 H K ( -に赴 文庫を 0 研 卒す 輾 兵衞 1-都 ツ 明 b h 施 偶 子 究 治 0 游 1-0 政 K きし 終 之を 殁 カジ 0 华 74 3 K Ш 稻 公 すっ を以 享年 義 + 阴 1-وأ 0 1-3 治 姻 第 直 年 2 13 事 Ш 月三 六十 . 0 7 蒂 族 維 茶 四 2 0 不 系 ~ 2 世道 月 新 後 蕃 畑 幸 新 世 0) Ш は 111 且 子繼古 莊 裔 + 2 終 0) 0) 日 掮 0) 左 地 [1] なす。 つ祠 に絶 養 朝 發 大 七 F Ti. 0 助 12 ·于i. るこ 三女か 改 子 氏 再 郎 加文 狂 畑 日 堂を 革 式沙 12 特 氏 を 1-U え 百 0) > 善 後故 3 以 b 旨 名 身 老軀を齎 72 tz あ 石 10 60 3 學 道 並 阿 る 多 同 70 T to 2 寄す 17 本 子 領 C 们 1-池 0) あ は 幾 是に 籍 播 世 資 b 1 7 多 を 絕 實 7 蓄 ナこ 神 开 能 る 州 b + ip 是 h 證 楽 に 米 於て b 波 to T 0 山 阴 -3 惜 原 至 米 變 子 To 3 蕃 左 石 子 が急 欲 3 1 遷 1= 2 奉 輝 Ш 3 n 七 7 0) に嫁 祀 證 錄 移 移 郎 h 訪力 20 0 城 せ 0) 右 \$2 thi. 3 1 死 衞 莊 稱 松 族 h 永 世 畑 b T b 同 兵 眠 45 裔

#### 略系

門弟子並研究者傳



# (二) 藤樹先生の蕃山に及ぼせる思想上の影響

近江蕃山文庫所職の熊澤家古記録に據る。

講ずる を得た 希世 3 さを期した 膝 0) 73 之を政治 樹先生は學深く徳高 0) 50 明 ること や一見識 君 され るさは 芳烈公に事 朋 上に應用 ば先生の學は かっ あ なりつ 大に趣 h T する K 今左にその最も顯著なるも を異にせり。 くして能 明良肝 0 師 蕃山 機 說 14 に当 を失 膽相 を得 < 、陽明 從 然れごも ちて始めてその 照 するを好 る能は L F 子 てその學 0) ざりし べまず。 學を加 仔細 は惜む に親 0) 3: 淵岡 三ケ條を掲げて聊か見るごころを記 全きを得たる どころ 述 水 し、 ~ 3 山 し 儒 ときは茶 から to 質地 學の 言华何 然れ 眞髓 3 1-Ш 0) 試 ごも門下 一點半調 ともい U) to 思 想は藤 揮 大に聖學 に不 する 2 べきか 8 世 树 先師 先生 H 努 本 0) U) 8 述すべ 教に背 英才 0 领 6 Ilij 學 L ip n よ T 米 12 り得 カコ 本 揮 山 b さら Ш すること あ りて、 冰 4 0) ~ 1 32 る

、弟子を遇するに心友の態度を以てしたること

なり。先生の書簡集を精讀するに門人を呼ぶに常に同志を以てし懇切叮嚀を極む。また送。個子一文に一個子 きここを説きたりの Ш は 集義和 書卷二に「拙者は弟子と申者一人もなく候。」といひて門人を遇するに常に心友の態度を以て 接ずるに是れ蕃山の創意に出づるにあらずして質は藤村先生っ 學風 江湖 VA せるも

遠好心友之訪。而警請學室之指引二次集四參照 といひ、送中两子文正中两子終不。吾鄙。遠唇·輔仁之訪。不倭 さな得べし、之を彼の山崎間 不能 成其美面喜紅友之奇遇而相與講智討論。以 猫が師弟 0) 得摩勵之助。「同上」といへるが如き、 日の論にあ らず。 歴々さして見 葢し 江西學 るこ

# 取捨の見地

派の一特色となすべし。

學風にして委しくは先生晩年の作にかいる大學考を見るべし。本金集卷之十 何の) 10 然れざもその朱王の 學により侍 しつ(中略) 帯山は集義 して曰く、 より外 思拙自反慎獨 り云云の ること朱王共に 和 書に「愚は朱子にもどらず。陽明にもどらず。たい古の聖人に取て用ひ侍るなり。 一(義論) 一方の とい 功の 同 みに偏 じ 內 へりつ 其言 する に向て受用と成事は陽明の 是れ蕃山 は黨同 は時によつて發する成 伐異 の朱王 0 私 言 いづれに にして至當の公論 良智の ~ し。其真に も偏せざるの態度にして頗る卓見に 發起に取、 また集義和 にあらずさなすは、 をひては 惑を辨るの 符 節 書に師説取捨の見地 を合せ 事は朱子 藤樹 12 属す。 窮理 から 先生 こと 0) 0)

ことなるの知らひとし。言行の跡の不同を見て同異を事ふは道を知らざるなり。 時に不」叶をばあらたむべし。大道の實義にをひては先師で予で一毛もたがふこであたはず。予の後の人も亦同じ。其の變に通じて民人うむ 學術言行の未熟なるで時處位に應するでは、日かかされて熟し、時に當て變通すべし。予が後の人も又予が學の未熟を補ひ予が言行の後の [11] 心友問。先生は先師中江氏の言を用ひずして自らの是をたて給へる高慢也と申す者あり。云、予が先師に受てたがはざるものは實義也。

何なか大道の實義さいふ。

0 徳か固有すれば也。 悦 3 11 凡心有べからす。 唐日本で雖もたがふこさなし。此の實義なろそかならば其云所みな先師の言にたかはすさも、先師の門人にあらじ。予が後の人も予 でし不、用でも此實義あらん人は予が同志也。先師本より凡情心愛せず。君子の志を尊べり。未熟の言を用て先師を贔屓するものな 五典十義是なり。一事の不義を行ひ、一人の罪かろきものを殺して天下を得事もせざるの實義あり。不義をにくみ惡をは 此の明徳を養て日々に明かにし人欲の為に害せられざるを心法さいふ。是又心法の實義也。 先師存生の時變ぜざるものは志ばかりにて學術は日々月々に進で一所に固滯せざりき。其の至善を期するの志を繼 先師と予さ違はざるのみ づる 0 明

さもに恩を報する也。 で日々に 選なつ さめき。 予が先師こなけるも其の の徳業を受たる人あらば真の門人成べし。 (強論 思オ父に同じ。 古より民三に生す。 子よく父の家 1/20 父母生じ、 起し、 臣よく君の 君養ひ、 他をいろ 門前 数ゆさいへりつ (4) 門へよう 恩ひさしき故にさら 制

0 罪か 括するに 精讀する きも [1]] 1113 なっ 德 して Ill の三字を以てし 115 近 天下を得 FI 1) [韓] 115 明さ たるは能 3 74 以て學者 せじ 1 く藤 提唱 U) 任務 1 七孔門 たることを自認すると同 O) 0) 學徒 から出た せる 江 3 家ごしての本 U) 2 5 出于 -3, 1= ~ ---颌 115 を示し 不 ix 11 ひ一人

2 を著して神道 るいに至らざりし時 り當然なり。 則ち天 m じく人道 故な る徳 敬 にして未だ虚さざる所 村村 先生 [1] されば 消中 地 1 1, 思想 述 至 0) 1 から 象ご 1. 道 その) 1 我 か i, りませく に神道 て三綱 関する ゝる思想を有 から りつ 2 (1) 唐士: 0) さりし 說 市市 黑時代に在 くどころ 11)] 天地は不言 意見 終りに云 11li. 1b 深 理人の言 を以て 15 對 と言語 かっとい の道に à) か L 1, ilY: 我 敬 4 -31 () から る ふ一店上の 物によりて人の徳を象ごり教をなし給へり云云。」 述せりつ 度 つて儒者の立場に於て一 ご符 13 1-古神 ~ もれずの二、伽竹三 蕃山之を受けて集義外書に「神道さ聖人の道さは 師 0) 10 (ili 1 0 念 简 道 て人に 道 ドに 浸 175 を合 殊 を借ら と同 かっ 聖人は之れを知仁勇さ名づく。 1-5 あ へるは先生の未だ言 したるが如 先生 じ 5 づざり 教へ給ふ。神理之れを翼くるに言を以てし さる かっ 樹先生 5 の太神宮 林 さいひ、 ち心 こことは ざる Ш から L 法 神道 種 8 [1] 學な發揮 参拝の詩に於て 0) 0 旣 神道大義に「天地ひらけて 之礼 かいに 見解 あ に開 に補傳第 5 を首 1 1 を下し 3 L て政 ざるどころを能く明 雖 て發明 特ごいふ 3 Total 十三項に於て詳 天地 備 當時 三輪物語·神 するどころ 默疇理人神道教。」 12 斯道 (1) 1, 1 0 いい かっ 神道 C 27 2 14 (1) 名こそか 人の 'n 12 ひて三種 真精 少か きなりつ 道大義·三計 和漢同 20 給 ひて徐蘊なしざい انا H 心间 -31 道 神 6 す は 立) 未 3 じく道 0 3 ( 2 10 111 りたれ 0) だ世 ところ 1 3 11 神器 人の hill 7: #E -るほ 1) 0 でき あ H [5] Ti 盟 10 h

3

15

また集逸外書に、

再片路0 中夏の聖人な日本、波し候ほど、 遺學の教いかが可以後以及候

这些路 信に 學學之云語与被 仰問數候 其ま、に日本の神道を崇め王法を尊て廢れたるを明かにし絕たるを興させ給て二度神代

の風かへり可」申候。(彻所二)

华 れるは所謂監より出でて監よりも青く ここし 75 12 11)] かに日本主義を闡明せるものなり。 眞に克く師 而して蕃山 の學を新 は更に一 する もの 步を進 と謂 めて 3 ~ 勤王思想を發揮するに きなり。

## 三餘

#### 論

熊澤 蕃山は集義外書卷六に藤樹先生を評して左の如く云へり。

至

所に至 の學者の th 「1生付て氣質に君子の風あり。徳業が備へたる所ある人なりき、學は未熟にて異學のついゑもありき。五年命のびたらましかば學も ~\*所ありしなり。中江氏存生の時は予を始さして皆粗學の者ごもなればゆるさるべき者一人もなかりしに、 名の實に過ぎたること十百倍なればついるもまた大なり。 中江氏の名によつて江

IC あ [11] 1 さぶへるさを以 を以 1 1 5 111 ずやつ 江 少批 てし i, 々此文を讀 3 时花 んい ら稲 した 13 然り 13 て落山の人と為 は る門人西川 1 んで、 稍 13 IIII して るなり。 々妥當を飲 蕃山 茶山 季格 がその師 され 3 りに疑 獨 カラ 17 ば之を連 り中 その書中往 る 0 江 旭 を挟むものなきに非ず、然り蕃山 を呼ぶに中江氏を以てしたると、 H なきに ね 3 て先師 稱 々中江氏と稱し 南 L らずっ た 3 中江藤樹 0 みに 然れ ごも集義和書題非を著はして藤樹先生を尊信 先生と叮嚀に あらず。或は先生 たることあるを見るこきは葢 その學を未熟なりとし異學 が多くの場合そ 稱したるものとも考へらるべきに 2 稱し、 先師と知 の師を稱 し當 稱 時 する L (1) 23 0) 慣 また先 弊 ど見 中 南

る所 13 欠1 かい U) 學を宗とする ili ありことなし一に堯舜 如き態度 が先生の 學を未 を示せり。 3 0) なれざも、一思 熟なりさし異學 是れ朱王 を以て理 は 想とせるものにして、 6 の弊 易 づ n 11)] も比類 1 あ も取 りといへ らすが、 稀 なる大儒 るに就 朱子 先師 いては には も取 0) 學また茲にあ 相 5 また説 違なきも、 ずっ」なご あり。 ることを自 い 蓋し 大賢以 ひて暗 蕃 山 下の學は E は 信 子 師 4 3 0) 說 を奉 な 未 學 90 1 た熟せざ じて良 南 5 かっ

Fin

弟

子

並

研

30

者

傳

すも 以前 [6] ち は 3 1 il 44 12 2) 热 す -5-7: 首) 0) 13 力; 序 75 3 i, 5 您 3 3 2 0) 是 加 力言 1,1 料 如 3 僅 33 th 夫 \$1 FAL 73 11: 3 Hi. 3 12 獨 かう J. な 7: 態度 1-知 3 13 1) 0 至 35 ·iż 1-3 - -5-水 鑑 浩 惟 红 行 0) Ill 拉 2 3 THE 3, 1-たこで 出 15 1 なす。 城 1-以 1313 1: 70 1. 5 就 有 T 7 道 3 3 3 11 8 德 7 1-5 5 水 1-理學 T 服 さい 0) 何 0) 75 i) ~ 岩 b 0) 73 合 47 3 1 1, 0 意 6 6 -5. 尚 -1. 0) 44 校 見 外 3 5 は 12 --13 h - | -دې Z" 415 南 \$2 坳 i) 3 te はず 我 3 b 1 0) 4 6 茶 先 11: 1 2 本 U) T 此 6. Ill Pin SAL. 11: 商合 许力 Illi 111 む 70 0) 1 U) 13 から 心 0) (-3 先 何 70 FIL 達 水 此 5 如 は 2 11 かっ (1) fals 130 1 -2-集 3 ----0) 4 稱 -7.5 1 野 人 HE 始 120 13 0) 0) 1. ごひい 二赤 した 和 は 師 8) 2, 岩 沙 111 自 秱 形态 -沛 己を だ熟 3 您 FI 抗 1. 村村 1 T 1-亦 -先 想 0) (-反省 未熟 filli 注 13 11: IL 11 0) 15 七丁 13. 3 抗 ーン 13 心 - 3 .. 批 自 以 (-13 3 13 1 1 % 1 20 逆 1b 己 所 少人 T 所 北湖 たこ 3 石 せる 43 す) よ 111 h 6. 德 1) 1) 水 ij がし カラ 程 学 2 成 11 1) 1 1 為 儀 7) 劑 71 1 + 切 uh. [i] 1-114 2 -5-10 12 U) U) 1 3 以 0) 12 2 情 は 業 1. -1 茶 -3 7,0 1; ~ 80 15 な 20 答 C, 15 75 THE 3 Ш 3 想 O) Z 戒 机 3 7,5 h دم 2 创 间间 0) 们引 35 提 不 3 43 17 1) た直 ĻI 10 故 兴 3 前) 5 25

3 1--t. 红 年三十 4: 泉 H 11/1 THE 41: -1: 館 0 215 b 爱 米 [pi] + 戶 1/4 13 illi 八に 成 侯 人 + 稱 行 派依 九 松 八 本 U) さ十五 文 肝疗 illi 右 年. T 2 73 衞門、 te 職 養父 泉 自 隆 30 -信 精 7) 11 城 Ti nis 死 た -1-慶 仕 せ よ 7: 泉 U) L 浴 5 太 儒 "庆 肝芋 T 1) 1 仲 其子 幾 夫 lii e- ... その 松 3 ru だご三十 年 12 に分 (1) illi 號 すっ ---金龍 누 家 意 h 0 か 11: 十八 30 信 0 又仲 右 辭 野 py T 0 南 沿 炭 儿 衞 時 3 1 [11] Ji: 君 族 とこ 爱 0) TH-學校 時 17 福了 (1) 保 矿 兵 光 衞 7) 111 採 池 元 1 か 治河 -1-よ 败 (1) H 年 \_\_\_ 柳 ir. J 本 助 太 It 利 1 夫 1--0 解 たっ THI 政 111 第 ~ HOL (1) 仕 す 1 U) 省 一子 來 3 50 3 H 0 治 か 1) 時 1) 11 要す。 む 派 T Tr. 儿 應 衛門 す J. the 旅 栎 此 7: 村村 1) フロ 11 - -熊 排序 75 红. 先 0) 100 - A 14 養 -1-11/1 4: 爱 -1-形依 1 1--5-水 學 野 16X 20 51E 1/4 11. 山 除 -1-國 3: な H U) 0 5 0 1 弟 114 大 時 11 時 说 称 新 73 11 50 銃 -よ 1-在 知 7. 太 父 SE h Fi. 大 馆 亢 呼 百 協 O) -1-心 -1-CK きかか 死 永 6 寄 --後 -1-1/2 1 九 城 则 17 0 共 二十 派徒 11 41: SE Thi 1: b + 文 [1] 14 h 厅下 ---11/1 11

次子八右衛門家を綴く 才器は息游に劣り、篤實は勝れりさ稱する者多し。元祿十五五年年三月二十日行年八十にて三野郡岡山に卒 上道郡平井山に葬る。室高橋氏名は長、 月十三日蕃山村に率す。 夫婦が鼻に葬る。後箕浦平左衞門の女を娶るといふ。長子藤兵衞伯達早く歿する 江洲彦根之城主井伊家の臣高橋勘兵衞の女なり。寛文四甲最年

熊澤氏事依」聲答。慕賢錄。蓋山考。續蕃山考。藤樹先生年譜。雜誌陽明學第四十九號所載井上通泰博士の蕃山先生略傳の

#### 逸事

二、泉八左衛門有徳の君子さ稱す。 や評定所へ列座に御出し被5成候、何事をもいはず出候迄也。諸役人無益の事に思ひ、八左衛門をは陶器石、泉八左衛門熊澤次郎八弟也3世にを評定所へ列座に御出し被5成候、何事をもいはず出候迄也。諸役人無益の事に思ひ、八左衛門をは陶器 、或時御贈之序に、近頃は餘り大なる過ちも無かさ思ふさの給へば、泉氏聞て、恐ながらそれはいやにて御座候さ被"申上,ければ公御顔色 さ不一言さにはよらじさ仰ける。 にて作りたらんがよかるべしで戯れ評せし位なりし。公開召て、八左衛門が前にては、假初にも虚妄の事いふ人有べからず、八左衛門が言 是な聞て、誠に君臣合體でいふ是なり。此位は道に通じたる人ならでは知りがたき所也でいへり。(史籍雜纂第二、三二四頁有斐錄元) 少ー様じさせ給ひて、奥へ入らせ給ふに依て泉氏退出恐入、翌日出仕をひかへて在宿なれば、御尋有、早速登城あれば、召して御咄あり。 御等貌常に變らせ給はす。御機嫌勇々敷、泉氏も前日の事聊心頭になしこ見へて敬謹恭しく、其後再び其事の給はず。泉氏も不…申上、識者 (史籍雜纂第二、三三五頁有斐錄元)

三、泉仲愛稱:八右衛門。了介弟也。任。備前。食祿五百石。以"吏事,見」重。偶有,兄弟争,父田,者。相訟獄。光政使,仲變決,之。仲愛命寘,兄弟於一 相伐、陳以,禍福之義。兄弟獻欲而出。遂全,天倫。 八左衛門評定所へ出る事、一年餘も過て、大臣達公の御趣意を悟られして也。依」之公の大知なる事を感ぜり。八左衛門が前にては、事を 捌くこ私なるの論を憚る。しかれば國政に於て甚だ益有べし。其御趣意にて出されたり。(史籍雜纂第二、三三五頁有斐錄元) 使り川 。飲食與治、至。夜分,不上斷見自悔謂」弟目。今所」爭用。偕耘耕何如。弟目。固所」欲也。以告」之·仲愛悅日善哉、乃敦以,!連枝不,可言 (野史二八三四頁)

# 四、淵 岡 山

淵岡山諱惟元、 一に宗誠といひ通稱四郎右衞門また源兵衞に作る。故ありて岡源右衞門と改む。仙臺に生

門弟子並研究者傳

絕 华 6 响 以 1,1 1: 11.7 n 4F. 命 (1) えず。 -3 學を 編 813 75 -炒 20 [4] 30 **(1)** 茶 會 T から 莲 す 111 先 ili [1/L] The state of 生 加 Ш 其 0 3 lilli 家 その) 10月 業 所 - | -す 高 -L 3 0 1 0) るこ 長 7: 他 1111 11 【出 紬 八 70 1 名日 東 Jux 委し 别 粉袋 2 熟 五月 Ш 村 1) 田丁 CZ Y's 秘 Z The よ Ш 1-尚 15 11 18 4 3 凡 t Fil 13 カン・ノ thi 以 富 水 13 Ill 1) 元文 得 折 藤 思 水學 迎 111 觀 H. 1 Hi. 想を 旅 3 -1-1 利 STATE 7,3 1 当 村村 10 T m は 红 元 1-1) 創 8) 1-Ш 3 先 ,可 非 1 11: 後 14 孜 共 4: 14 此 命 形 退 0 雙 ---るの C -111-治 0 は 12 外 10 1.17. 石学 旅 女 T 2 先 T b 0 傳 ]] 1 先 胜 4: 77 × 先 133 2 樹 Y. ~ MI 市 配 11 2 3 + 1: 嘊 T 面 0) Ill 60 けこ 出 道 总 福 L 0) 0) 0) しけ 為 こと九 ~ ? 5 家學を H 门 3 統 は Mp .页. Ill 3 1 歿す。 かか といい 計 ずっその 惟 先 似 AL. 像 は 111 倫 滅。 能 2 生 150 To K 1-見え 粉 天 建 市品 字 3 沆 < 0 2 333 伯 處 教錄 2 功 計品 後 は から 1. to EIL II: 0 稍 73 卷二 盐 R 1 後 斯 幕 1 50 保 11 肯 減 む 居 文 1 七 h 111-かい 1 3 京 元 るの 男一 繁を 0 寬 洪 至 卷 L 1-0 -都を中 SE. 膜 惟 尾 h 政 傳 HIL め 1 女 得 7 卿 + 起 5-11 故 Ti 伊 Si 11 すこ は あ h 狀 織 1-1-0 B 训 1-111 心とし 50 年: ことと b 殁 【品 PH 加 派 はな 努 木十 す 九 惟 帽 3 山 1 41 8 1----1-Æ 月二 卷。 国 1: 10 傳 ~ は ip Ш 2 兆 T す。 りつ 男早 15 かっ 本 期 族 111 H 1) ir. 6 H は [出] 村 先 图 Ш 1 3 戶 歿す。 111 3 さ 固 尾 山 書 I'i 0 4: 子 111 4 3 先 50 院 如 TOT 減 序层 3 Ш IE JE Æ 4: 注: 次 8 1 天 稱 U) 樹 0) 1-100 BA 享年 す。 伊 [1]] 男 jį 料 0) 赤 計 刹 先 領 15 月 字 生 あ 翰 70 83 12 地 py Hill 13 疾 中 集 ナこ 5 51E. 41: 近 -+ 3 大 i) ---音 日日 iL b Pij す 先 阪 月 bo 31 IF. 九 ili 们 怎 3 1-11: 1-THE STATE OF 等 B Ili 174 圣 首) 红 延 見 南 な 子 沙 T え 東 H 11:12 b 先 3 綿 nis 5 敬 残 ナ いかつ 孫 K 惟 Giji 18 皆後 月 2 J. 机 -3 東 ili 0) 1) 以 111 粉 E 0 字 说 小子 肝 T -11 70 il:

五 Ш 先 書 簡 1 3 1 h その 和 歌 ない 摘 uL L T 以て [[0] 染 140 窺 3 0) 育 1-供

宇 H 112 in U) 奥 Mi 111 1 糸厂 集 最 1 3 ---恢 过 -5 枝 -)-1) 圧 掛 御 B 度 恢 + 1) ナ 力 5 此 腰 折 テ 紅 集 御

枝 1 色小 色 カ 1 东厂 集 ノボ 1 山 1 ス 方 次 ---心 7 ル 力 ナ

管都築氏 書通の奥に

今サマノ色ヲ忘レラトコトワノ操ニナラへ松ノ

藤

ナ

111

# 答片岡子書通の奥に

今ザマョ忘レテ古も道シアレバ行モ歸ルモ障ラサリケリ

答荒井一明書通の奥に

山里ノ奥モ隱スサ、垣ノアラハニ安キ人ノ心モ

北川子示教錄。 碑文の 備生雜記o 川田剛著藤樹先生年譜。 藤樹先生書館集 湖學紀開o 春日 氏本篠原氏本)。 雜誌陽明學。 命津 藤樹學道 統譜。 藤樹先生行狀聞傳。 岡 山先生示教錄並追加序。 愚拨

附

( - - )

淵氏一家の墓碑文之寫在京都東山永觀堂即禪林寺へ

淵四郎左衞門尉宗元墓

碑陰文字あれごも全く磨滅して一字も讀み得す。索むるに途なし。 其古色位置等より考ふるに或は岡山先生の大父ならんか。暫く最初

に配す。

淵岡山之墓

貞享三年歳次丙寅臘月初二日卒。

淵伯養惟直之墓

元文元丙辰年十一月十三日。

度<sup>卿</sup>淵先生之墓 三代

其女。生,男女。先亡。男惟倫。女適。藤公。虽後娶。堀池氏。舉。二男一女。男共天。女嫁。岩崎氏。天明二年壬寅二月四日終。享年六十八。葬。于東山受。業権樹先生。學成後京師葭屋街設」塾講文學有文年矣。祖伯養繼」業。有。一男一女。另先歿無」嗣、故門人共議迎。先生于會場。使。繼,其業,以配。先生詩惟傳。字貞藏。號。葭卿。大父東條次賢。大母條氏。先生以,正德乙未正月二十七日,生,於東奧會津傍高額邑。性敦厚好文學。淵氏智祖岡山先生詩惟傳。字貞藏。號。葭卿。大父東條次賢。大母條氏。先生以,正德乙未正月二十七日,生,於東奧會津傍高額邑。性敦厚好文學。淵氏智祖岡山 林 古。 銘目

刻文此神。 文明 光生。有 对方有」德。

門

弟

子

流

研

沈

洛傳

二位清原宣條卿撰 男 惟 倫 建

IE

五

#### 神事 祖义 H

十九日病學、私為日。清淑。 兵職早歿。次有"廢疾"伯養既卒。門人相 中九日病學、私為日。清淑。 "職以"本所氏命迎,東條惟傳於會津。使、奉"其祀」要以"其女」即清淑一國人。岡山諱惟元·字源右籲門之孫。佑養諱惟直·字字平之女。母未時 111 11: 生。一男 省行下 氏师,生也 ---发。 延四四 伯養 31. 長 H

## 空市先生墓

伊村氏:先歿。再要,福岡氏,亦歿。有,二男七女二君詩惟信。字良癡 號,章甫, 淵葭絅君長子。母牛 男七女。寬政已未九月二日病殁。年四十九。 葬二子 45 壮, 女初 1: 45. 11 無。 養。東 條氏之子」以少女 禪林寺先告 門巴文 先生**侧**。是《真真》 功引 才、 君承,家學,謂、業不、解。 197, 惟

## 高山宗節居

天 保六 年未五月七日

考ふるに惟清君の諡ならん。

#### 清岳法心禪女 卒日不。詳。惟清君 (.) (啞者

本源たりし同常所 女ならん。傳聞 征 地所は法心の 七十歳以上にして明 從 -j. 福吉() 时 治十 がり 红 終に他人い有に節 北に残 すさつ したりつ 從 FL 15 所語 井 过 心 か保護し たりし から 山先生以來教

## 敬治源有善

薬所今詳かならず。嘉永七年 入家せしものにて其の名跡者なれ さいふつ 1) 火災 · · C. 後に歿 温姓な襲ふに至らす、 45 しならん。 出生 終に歿 地は京都の北方 したり 11)] 其の妻子は引続き淵家を更に法 が後馬の 治三十 附 七年七月京都市外小松原村故福井成功氏報 近也。 傳聞に有善は惟清君の歿後に妻子か携 心に環附し其の 生家に復

### 二)

|        | 淵四郎左     | 右碑銘      |
|--------|----------|----------|
| 惟      | 衛門宗元     | を按       |
| 清      | 宗元       | じて試みに系譜  |
| 法      | [约] O    | を作       |
| 河原教治   | П•       | れば左の如し。  |
| 霜鄉     | 价        | 义则       |
| 古 名跡相續 | 寒        | <u> </u> |
|        | 聖室清淑   章 | 凝早世      |
|        | 甫        |          |

# 備前長谷川九兵衞より志村仲昌宛書狀 0 節

共介之無而承傳候事工御座候。 於:京都改屋町 藤樹先生祠堂へもお染御同道御參拜被」成候由同所淵源右衛門殿然志之趣共傳承奇特感心仕候。右淵氏事此表にも存知候者 厚情之趣本候付是亦此度以,書狀,一礼中遣候左樣御心得可,被下,候。 八書院記事

之趣御紙面被、下久山來承知大幸」存候」さあれば略々その年代を知るべく、 こゝにお染さいへるは常省先生の第二女にして備前長谷川氏に寄寓せる時の書狀なり。 また淵源右衛門さい 末尾に「先達而豫州書院出來候義申進候付委細 へるは葭卵氏を指せるものと思ばる。

(14)

成程気に人中候。また、 貞享三丙寅嗣山先生御 扨々年寄頭なごはげ印候か、 父親の氣に入候て三十餘り巡ひさつ床に臥申樣に有」之候。其後仙臺に罷下り母に逢申候時私の頭のほげ候を手にてなで,五月廿三日遠藤 子へ御 咄 被」成候遠藤庄七郎覺書に、我等義二三十に及まで江戸にて一尾伊織殿へみやつかへいたし 其方義は或は奉公を爲」致又は何國何方に差置候ても人々の氣に入申候。隆にて安堵申候さ

(北川子示教錄三六丁)

、北川親懿翁雜記抄

J

申は退、我さ申事、岡山先生 につき給ふ事に有しさ也。また人を正し給ふ事なご有りても、 业 朝門弟子を呼で、 わが慶姿はいか様にさ、 御慎しみ有」之して也。 容易に言ひ出し給はず。 亦夜陰小用抔便じ給ふに、脇指 君子は人の非を言ふに忍びざるの御位顯れ候 か帶し用事を達し、 幾度なりさも手 洗ひ床

( fi.) 門弟子の観たる淵岡 山

一生の御手段

ご中傳

へ候。

7i 河定源 岡山 子之學術ヲ傳聞 テ深 ク慕フ。 岡 山子 ノ行狀ヲ見テ、「日本ニ君子者有間ツト思ヒシニ此淵子コソ生身之君子哉。 藤樹先生行狀聞傳 オ E t テ

一、怠信不」漫 CHINI

松本子日。先師は天に通じ 給ふ人也。故に天命を尊び、 県を恐れ給ふ事うばたゝのごさし。 岡山先生は藤樹先生に能通じ給ふ人なり。

松本以休先生示数錄

山 子を世 に紹介するに至りし 經經 路

淵岡

50 الل ili 淵 [1]] 先生普簡 [五] 治 14 三十四 0) 11 と題する 路 年 は 從 膝 來酒。 8 樹先 0) 沙成 生門下末 して 一冊を得られたるに、 人 しく世 中村治助 に顯 氏を安曇村大字五番 は n その説くところ藤樹先生致良知 ざりきつ 畏友笠井劼 領 0 邸 君 に訪 は 近 鄉 ひ 大溝町 古書堆 の學にして、 0) 積中に しか 於て計 て篤學 も所 6 0) 以先 ずも 士な 261

THE 弟 子 並 研究者 傳

炼

之を 菜 3 to 0 承 は た 0) 3 京 Ш 陸 振 さ) . . 75 1: りつ 10 10 Ti 如 417 14 111 朴 0) b 科 lal 11 111 でい 以 17 井 1111 末 2 11/1 内 | But 8) 讀す 多 3 林 保 + TE 是に 0) 10 1 T 桥 ナサ FAL 博 ( 地 2 FIT 北 F July 4: 规 以 周 illi 107 參 間 4: 朴 水 3 原 0 必 12 於 形 111 典籍 か 刹 J. IC - 1-0) 荷文 村計 h 潮思 (1) て 1 i, 11 图 治 10. 傳 せ 9 H B 社 1000 五) ---委員 EAL THE 3 院 11/2 小 0) ナこ 2 20 何 U) 3 3 道) Ш 112 1: 1) 陽 得 fit () 升片 0 11: 統 研 TE 10 3 ---IF. 1) 1) H 1-15 7,0 然 2 軸 PLAT. 0 建て 況 13 片に 此 6 子 かい 1 1.1 1311 0) 月安 141141 13 閉 學 III n 至 鸡 傅 Tp (i) 127 京 Te 前 村 1 11 一一 1 7: 人 知 派 た 成 來 2 初 先 100 TE b 3 始 但 3 1-及 -1-方? 3 UL I りつ ナッ リッシ 3 0) は T 0) 8) III H 3 [X] 彩 -京 打學 委赐 馬 CX [نانا] 3 見 T 弘、 るこ 尚 31 乘 411-111 是に 放 Ti 3 1 於 尚 50 化 :11: 111 513 111 1 114 H.F 11:11 70 題す 70 先 11/2 丹 (= Ш 0) 114 0) Fit 非-題 汇 1 於て 諸家 訂 受 絕近 73 淵 The state of -1-红 派 0) 1: TE 出 (-14: U.P. 文 1. 江 形花 V か 11: 111 [46] 採 E (1) Fil [" IE 田丁 3 及 高 なか To L 7 L -5 (7) 月 3 博 3 2 0 之を CK 山 0) 111 mi 10 111 沙市 非 T أأأ -13 參 拜 75 HI [3]. 非 0) 先 15 2 -1-----3-其 津 况 か 題 册 11/ 係 All a + 131 0) 如 0) 1-[ji] 元右 0 Hi. 1 0) 詳 i, す 20 栎 大 --博 祭 12 10 3 . " [4] 以 邻 出 13 -5. 書院 TE 淨 か 更 7,2 細 3 细 此 H to il. 得 --6 3 b ili なっ 7 71 3 被 旅 ---3 Uj 义 沿 4 愈 MI 文 3 聞 寫 1 10 55L ----.} }-. 44 U) 1= 樹 13 11 H 遺 派 カシ 加江 版 な 什 得 先 L 共 至 1) 惊 12 1 i, 木 1111 1) っとに Juli 38 生二 视 当 C 3/1 助 ろ 0) 1: 1) -1-8 PL. 心 加 帰 索除 發 L かっ i Y 10 T 1 | 1 12 HIII 4-111 1121 2 かい 50 は 17 那是 之か 2 1-别 ば 百 15 FAI. 共 73 II. 10 依 0) 13 得 -li 2 きの 光清 4 念 11 派 4 70 41: 1 13 3 りて京 之を 13 遺 質問 後 5 明代 知 Ü 祭 T 0 小刀 300 A る 孙 11: 欣 かい II. 提 大 係 i, HIJ 13 歪 1: U) 究す には 1,1 陽 ナシ 洲 T iii TIL 永 Ell h Ti -7 18 3 1/2 1: \$2 初 5 1-1) 11/1 验 . . . 得 拟孔 出召 U) 1) 7 B 110 50 ti -1-Tii 3 即 かせら 題 17 il. 批 15 10 極 渗 [Yi] 水 1,> 11/10 1,0 7:13 手手 横 偷 5 ~ THE PARTY 무 して 万 11/E 大 Ill 1) (1) 1 (= L illi 113 す 第に 先 1: 沙 IF: 1: 1 12 111 红 100 Fil 力。 新 3 -1-生: 12 膝 偶 せる 排 定編 1-Jt. 13 12 あ 6 展 -% - 5 年 715 大 投 Eil る 村村 22 b 稿 凯 本 IF. す. 11/3 別是 2 DE 1 3 b \*15 10 13 0 14 il. 小品 治 200 7 洪 村 EX. 个 金統 九 11. 能 是 山 集 FIL 红 た to 文 10 等 11: 同 TE 1ink 山 大 174 なら 1 [X] 3 料品 統 IE. il'i ---仰 淵 ---13 16 17 11 0) 最 全行 加 ili 家 正 (i) 6 1) मा Hi. 源 0 作 0) 文 11 徐 闽 3 11:3 32 統 -1 周 於 後、 你 後 京 12 L 0 b 红 > から 者 \$ 月 時



(委員 小川菜代藏氏藏)

Sant Long when the sant of the

(會推 三浦氏藏)

狀 書 山 岡 淵

題

泉

(號七十六百第學則陽誌雜行發月七年二十正大据)



吉

田

新

兵衛

書

狀

門弟子並研究者傳第六項參照



(管保氏內源本山 江近)



りな狀書るす關に葦の院書樹藤ち卽堂講は此 狀 書 叔 謙 川 中 (藏 氏 一 定 佐 岩 江 近)

(管保氏內源本山 江近)



7: 13 から 子: 12 12 te 13 75 ち亦 3 7: 出質を此 りつ 本門來尼補遺並 MI 資料 に仰が 補 近及 7,5 n 115 たるも 刊 追錄 のなるべく、 淵岡 111 0) 研究に 關 かくて岡山 る FE. なる背日参照。 0) 傳記 (態陰) ご其 0) 學術とは世 に川

יל

# 五、一尾伊織

くは 眠 能 加北 1) に後 る時間 19 V. 0) 此るこ るうこと二年 ili 尼伊 思辨之功 間山子の III を受け 113 13 一處貴簡忝拜見別而不、淺奉、存候。」 一般世々伊織 U) ここと四 0 して、 狀況略 て江 御 慫慂に基けるも 1/1 勤 州に來り 静は なりとす。 想見するを得 可為大主候。 熊澤子 十一年なりとす。 通 通 勝 0) 同志中之互 先生の 遺跡 修諸家譜通尚に作る。寛政重 通 0 なら 勝 5 10 きな 真 機ぎ、 徳を慕ひ 書簡集補遺答二一尾子」書 か 享元年七月十九日致 擘 60 b. といへ 近 御 書簡 江 てその 座 、補正參 通 國 候 集 > るは、 稱小太 浦 E さく指 1-照 門に 牛 編 其 郡 に正 地 始め 入れ に於て 太恐らくは小太郎藤樹先生眞蹟に據 舸 3 仕 御堂 保 い 90 7 し元禄二 三年 に「於其地 ^ 采地 刺を通 御 る 按ずるに 丙戌秋 尤に奉」存候。 は江 ぜる 年三月十 のる 戶 ら略<sup>3</sup>小 0 石 一熊澤・ を示せるも 時 多 書 尾氏 藤樹 食 0) 書通 あ 尚  $\equiv$ む 幸源兵衞 50 先生 村 日 0) 贄 卒す、 二子 なる 淵 0) 之を を執 固 より長ぜること なる 山 御 1 被 1 壽九十 眞 三龍 圃 る 子 ~ 談 、蹟 1-2 く、當 F 戶戶 實 至 0 候 徵 臣 勵之盆 n 條 0 岡 時 る す ナこ 議 は 50 九 先 るに T. 山 滅 戸に於 論 牛 御 0) 被 座候 入門 恐ら 岡 0) 未 游 永

少年の 夏 (附記) 11 90 11 はあれ 尼通勝さなせり。 通 病なりご云 以上以非 樹先生書翰眞 十九成なりの 12 m 训 集の 間 へるは、 TC O 温〇 T 3 巡 外に れば編者 修譜を按するに通尚の養子に小兵衛通命あり。 勝さ重修譜の 於 先生より九歳の長者たる通 心樹先生 尙 一人同 15 還教本。 巡 尚·通 通 族中先生 尚さた同 蕃山 命 0) 一の門下 手翰0 氏さもに先生の門下 人と見做して傳を立てたるものなり。 尚氏さしては當らず。 たりし人あるべし。 北 111 親 翁雜記 抄。 たりしにはあらざるかを思ふ。 慶安四年 而して前記夏の一 會津藤樹學道統譜。 且つ初めて刺を通べ 七月父に先だち二十五歳を以て逝け 按するに書簡 書につい 寬政重 る時 ては書簡 の普通さ思は 修諮 敢 集 て識者の 、正編 (永譜) 丁亥 集 據るさころの 是正 3 春 10 0) を請 内 而 書に色念 FR して 秋 通 本には た戒 (hi 11

# **7**、中川 貞 良

門弟子並研究者傳

命 水 せる 中 1 なりさい るや先生文 Jil 貞良等 軸並 洲 1 3 ji 良名 1-送 :1: 仕 また以 14 さし 中川 100 を作 1 L は II. X: T てその b 5 兵 末裔中川 - 5-て之を送る。 洪 川 德了 le 它 0) 料 先生 hil 為人を察するに足るべ 伊 和 に影 泰輔 豫 狀 Z' 大 人具蹟 洲 るう 陸軍 相 その 紫 7111 族俠 少佐 先 1) 帕持敬 文に日 生 せ たりつ 致 3 0) を以 仕 13 說 1 中川 U) 後寬 東京 T し。寛文十年 冊等を滅す。 文王 幼 採 灰 ik 市外 時 信了 在 -1-す 杉並 せぬ世 Hi. 1) 冶 41: 相 良の長男に 町字 笈 親 三月五 左に参考とすべき資料を附記す。 に奥 しむっ 18 My 負う 橋二百 h H 党 T T L 本了の て世 外藏 江 水 74 174 州 抬 年六十七。 作 をはば 1-々三百 先生 否 來 地 1) 料 始 行か に住すっ かっ らざる志 3: 3) 詩妖木 0 -征 學を IE む 家 寺に 保 111-誠に 藤樹 大 二年 非 州 な先生 るの 先 看 って 1-代 U) 神 11: する 書的 -5-0) 鄉 採 b 1-

一営家傳來の眞蹟

有寫真、明治四十一年藥樹先 薩樹先生書翰玄德公云云 一通

右寫真、 藤樹先生 贻 位奉告祭記念帖にあり。 本全集卷之二十書館

一送二中川子和歌本全集卷之十七倭文集一に寫真並本変な載せたり。

中川 IT: の町の 大洲町树 形にありつ 先生 の舊邸さ相隣あっ 今大洲尋常高等小學校の 東隣に接續せ 1)0

三 谷川玄トへ送れる書狀

左三門上り中 候まと 背令。啓上 一候つ 共 元御無事に 御座候哉°此地相替儀無 御座 能。 權左 x 門马是 24 十日半 逗留中候改らなし ごり原得

大益」申候。随分剛可」申で存候。

11 1 先日以 版 不中 銀五十的分樂種 "话狀一中 御 返引 候の 御 相屆中候哉o 御 13/2 可被下候。 合候 作□ 被下候 衛門 北 ガーて へかしつ 殿 たき物望を候間公家方 樂種相問問 拙子 方お中越く 介 × 候 候 御湯 へご御中候まと 2 合被以成候たき 4 Z 候 山越 新山 物格別よく御 候の (iii) nJ 何さぞ御 11 述 座候 オ発候て 恐惶 まゝ、何さぞオ 11 12 pj 110 战 遺修の الم 候 11 1/1 御 粗

卯月十四日

谷川玄卜维

人々御中

( ) 養 兵 衛 花押中 川 善 兵 衛 花押

川温酸 守 H 州八代郡南川中村

0

采女正 元和七年卒、年七十二の紫金山端蓮寺を葬るの

治 R 係兵衛 語兵 慶安四年卒、 英上月氏女、 部 生于南田中村o 生于大洲。 葬于壽永寺。 年七十七。葬子

大洲壽榮寺。

sio 金の 叔の 段的 權左衛門、 妻大崎平左衛門女。後夷吉田弥五兵衛門女。 寬文十年三月五日卒、 生于大洲o

年六十七。 葬于壽祭寺。

法名圓光道融居士

終于岡山。

要小島七郎右衛門女。 萬治元年十一月十八日卒、

年三十五

葬于備州岡山<sup>0</sup>

[1]] 權太夫、 支岡野金右衛門女。 生子江州小川<sup>°</sup>

派

女 子 四人早世

旅 推之進っ

JHH L 質生駒治右衛門二男、

生于岡山o

良 市左衛門 元祿十二年卒、葬壽永寺。 良

79

弟子並

研

究

者

傳

昌

興

源左衛門

實加藤太郎左衛門二男o

----

事

樹

中令川 中心 睛 اراز 111 宗淳豐良-宗真 良 中 村半 加 兵 伊 宗 喜 THE PARTY 左 25 衙門 良 太 翁

大 11: py 41: t 刀念六 计 堆 1 3 たかか さり、 偶 N 41 111 IC: 系 [3] を得たり。 依て其要旨な鈔錄し小川學兄に贈呈す。 (H) 

#### t、 中川 謙 叔

60 を諭す 旅 年、 德了 を以 T. 郎 否 3 州 -1ľi 1 3 所す は 儀 百 長 千午 R 111 出 高 [6] 70 F. 11 1'in 洲 得 男橫太郎 (3) (1) 知 歴、 10 てその () 弟 金右 4115 Ti: 5 1: 德門 夏豫 企 杉 1 7; 3 りつ 權 む。 借了 小 Ш 州 [11] 114 横 貨 健 111 Tr. Il 萬治 100 1E 1-党 70 村 は 人 1-0) 流流さい Sit. 元て 女なり。 七、 永 訓 Hill 村大青柳 BB 十六 b フじ 叔 0) ナこ 命 41: T 如 ---00 1: + 父 30 採 Thi 一件 41: 0) -111-人 計 114 旅 を來 鄉 月 1 7 奇 を省すっ H 叔 响 學 12 十八 備 近 1 人 見 助 洲 な L しさ か 藩 7 解 II. 作 とい るの H 學 先生 30 (b (= 慶安三 0 殁 來 20 3: 11 御 1. 140 纫 聞 ~ 女子 30 0) 1) 今東京 500 T 名 姪 從 か 年三 红 熊 教育 近 旅 ·li. 3 な 3 50 秋 你 村村 人皆その 111-3 府元年乙未に作る。 护 1 0) 龜之 + 先 伊 ~ 心 共 < Ti. 生: 豫 下往 叙 大洲 要を 候 に野 進 0) 4 京 原 3 ---2 i, 寫 感じ、 都 來 推 何 8 加 人 9! 1, 藤侯 0 中 備 2 助 獎 [尚] 1: 時に 111 8 山 同川 服 せ 1)] ri 兼 3 Ti 0) THI 0) 111 し、 E 5 [ri] 年 1 HJ あ 11)] 绝的 帶 60 十六、 M 中 先 te T 1: (1) 14 山 川 稱 11: 711 1. 113 3 1 0) 女學 馬 T 士と共に 採 洪 高 TP あ 1) かつ 50 以 權 Hi. 彻 為。 兵 生より少きこと十六つ 衞 T 校 1-太 人 長 呼 夫ご改む。 江 140 に住すっ to 書 几 備 良の二男にして、 ば せる 創 翰 察すべ 2 3 削 7 集 を以 少將 8 3 元 6 その室 網 T 光 に略 1: 先 温 政 宝 新 非 1: 侯 渚 小 系 الذ 1) HI H 13 は (3) 1\_ 1 活 1); 名 4 善兵 工力 迎 111 íj 赤 弟 U) H 家 ان 南 穗 13 他 -1-174



原 一 1/2 111 [Mi] IE 111 乐 の国 市杉山岩二 藤樹 先生 郎氏母堂直話。 年譜。 藤樹先生行狀聞 同岩三郎氏並波邊賴 傳 藤樹先生文集。 母 氏 中 川 藤樹先生書翰集o 蕃氏來信。 慕賢錄。 續蕃山考。 志村竹涯稿書院記 事。 岡 Щ 縣

疑義) ろも 中川 捌 111 氏なり。 先生示教錄卷二二一被事以中川 inj して 此 (1) 兩者單に中 111 正 氏 も被」見候。我等も盤火はご見申候っ」さいひて、 3 へるのみにて、 貞良氏なるか。鎌叔氏なるか。 中 川 氏 明かならず。 10 推奬せるこさあ りつ また翁問 答跋 か 作

SK なろり て殊に聴明に (1) 練な能受人られよさ 學 儿 か和 TE III Tr れにして 餘 人の すう 餘姚 はしますの 原姓學苑 九經類に 流を調 们 何有しか ぜしめられ、 又疱瘡の ば一座皆感じ奉り 編 給はげ言路開て 引用 脐 ありて、 大臣 池 たまく 111 羽池 時 田伊賀に各、心をここに用ひらるべし。予によからの事あらば 怒らせ給ふ時は一目さも見られずさ人々皆中中川謙叔權左衛門末座より進み出で、只今の 無禮を忘れたりさいひし。(史籍雑纂第二、三三四頁 皆申候。 御 かかる事にて 言國家永長の兆也 譲叔退出し時 必諫らるべし。 御諫 加世次春といふ餘り た申人の候 然れ共公は嚴威有 べきつ 有斐 公

門弟子並研究者傳

#### (=)卻 公 12-11/2 111 5 111 15

扶切池 4 111 來 助 一一个水 九九 HER- 5-

[11] 内息 父市 三年四八月知 二间 É JIL 1.4 行所和氣郡 int TR. 龍石 in 極 大川 慶安: 順 IL 级 村 Apr. 25 Ap ili 曹清彼。 故少將樣 御 14 仰付 、初而 此 家屋 同四年卯於, 御日見中 吸り 领 化候o 1: 御花如二家 F19 } 萬治 肝 儿 年末 居以升飯 元年戊十一月十八日行年 七月 御知行 ft: 中江多右 11 fi 11 简门 = -1-領 fl: = 证 做 其後在 F z 115 而於, 卸 判 米之内 逃 彻 14 住宅 排 45 it 11: 度 食 亦 Kni 候

寬文八年中 五月九日 1-此 河间 故少將 株 :5 41] [lij TUP 11 儿 1 3

年未四月十五日備

前

へ龍

Bir

11

假 thing

私

生

近江

小川

村父推

It.

衙門

4E

熊

後

人扶

排排

領

仕候

脖厂

水第江

חנד

能越居中樣

z

松

仰付一候

放萬治

华亥正月江

444

小川

Lik

塩

[11] 九年四二月二十 九日 御 切 米石 -1-後升 领 化 都合无十 俊十人扶 排 被下 (作) [ii]年九月六日 常殿 樣 1 例 ini 御 13 35 仕 候の 17

#### (24) 派以 0) 遺命

旅权 1) 111 岩 末 (A) にろ 16 中川 は堂の 称八二典 拟 へたる非 (') 遺命に人の 1/1 0 師さなるに足るものにあらざれば、 箭 否が家な相續すべ からずさの 係ありしさ 60 1) 西汉 K

12 原 الما 旅場に 至りては明かなら 技 藝二進 せざる者 11 h. から -5. 孫に非 ざるなりとの 故にや、 一十三 1 2 THE IN 槍劍 又は HE 學等 1]1 111 格以 () Phh 砸 米 さない 112 11 的 1) さいご

### (五) 全人論

書また氏の文筆健なるか祭す 即より譲受、 さなせりさ想は の計加藤主任 藤樹先生全人論ご題せり。 を消 本書の hiji [1] 化 中心思想は した 靖」さおりて約二十 が昭和二年七月大阪市鹿 晚 3 4 か見、 () 作 中居殺解 又中川 党シ 按するに異析井上博士者日本陽明學派之哲學に 12. かりて、 业 6) The William かにして 内谷さ 口戶 川出野より 十一行 川子な送る長篇 全人即ち 致するもの 斯 購入せるものにして、 弟 一十八枚の古寫本なり。 理人の 子まり 1) 3) 1)0 J. 道 () 明ふべしのきの 和歌にも 面目なりさなすりの 7 此 一 41 卷末に 所々 در اه 111 ih 氏 かれじたるもの 111 朱書にて () 洛に にしてい 派 ny 和三 小人 松者され 411 異本 谜 年 からし 藤樹 内 20 ろもいい 战 å, 2.5 % 照合せる 水 1) 生が学弟 IF. 12 11 12 恐らくは 7% 北 跡 尾 論より 1, 铝 思想さ相 1) 沈 此時か Ti P.S 大正 能にて 表紙は新に附 小 か得 通ふさころわりつ 床 -残し 112 ろなる 己木二 すっろ 角华 17.4 したるものに 氏が 1/1 Philip ·C 此 思想 חנל 1773

10 て先生 112 111 を借 111 ま) 111 11: t) H. to 4 t, 1) 5. 111] 江 [:]: 此 1-1 2 [1] frini Livi よ 0) His 12 0) 心 b 老 1: 够 则 380 7 . 2 1:1: 美 i, 受け 岩祭了 (1) 1: = よ TP SF. (-0 ---I A 531. 製 2 3: 伊 一半 豫 4 後 か 5 141 7: 1= Link, 5 老 水 1: n ور 洲 好 12 大 计 TI 7) 冷 (-伤: 32 3 15 3 3 41: 老 te 17: ば : 11 波 南 夫治 また ( -1) 彩 1= 狗 書翰 かっ 13 13 旣 50 採 10 大 集 2 10 (-草 事 版 古 This ! 1-IF. 多 な C 稀 保 11: 愛 b ip 超 讀 車車 元 年 洣 せ 及 說 開 ふこと ナこ 悟 n Ci 位 ば 月 して 174 消 4: は R 自 To 相 Œ 求 當 兩 女 家 度 保 獨 め 1) 5 老 四 特 j 22 境 车 0 12 0 寸 1-良 場 お る あ くら 謙 な h 通 於て h 1 な O) 見 te 12 3 ma 佛

の木旨小说 記 を用ひられ 先生 すっ 0) 門下 安住の たるは 二中 心境に達せ また一特色さなす 氏 4 田 しめ 0) 外に、 2 っさか闘 4: 原 氏 れりの 〈紫水 老母 先生 あ り 夙に女子教育に注意 M して先生之か 導くに女性の 春風並 如 草の 耳 慣 著あ n たろ 6) 佛教 9 の語 みならず、 た 借 4) 老境に 來 りて、 旗 1 3 さし 好

聖

50

2

0)

他

詳

かっ

なら

す

### **儿**加世季弘

先生 1: 作 8:15 引、 Li 10 111 -31 11: 卽 ľ 111 红. 治 6, illi 1 1 1 Ili 光 11. 行 儿 11: 卽 1-13.17 合 t, 1) 60 外心 11. 18 季弘、 iE 次 The 6 1) -5-作 - [ 1. 11 70 なる 5-默 形 人 13 保元 以 京保 17 ) Ki -3-好 学を 过 信 ~: 車上 (1) if E < TION THE 1 2 1130 [1] 加 13 號 加 1: li. 3 111 cop 八兵衛 1-傍 16 む ナシ 41: 五來て業を受く。 30 i, - | -[1] 大 -3. 依 朋 洲 H な 諸子 Y 部 0) 稱 2 加 怕 11-側 3 す 藤 寫 别) TH 共 兄 本 3 侯 H h 1-侍 强 は 0) 码 O) 部 」と。文 to 褐 疑 子 Hi H 5 加 せ 1-30 T to < 養 禮樂 角罕 册 して b 集二丁亥 3 は ひ 45 0 後 吏 次 子 7 0) 百 1 孫 才 副间 事 衙御 間門に作る古典を公書七十 改 夏 1-2 亦 南 石 30 なす。 送 Hill 與 む ip カコ る。 ならず な 食 3 加 of the 3 嚴 右 ·HI-之を SIE 0) 子 0 IE. 0 寶 子 (= 季 儲 6 人 毅 弘 な 1 プロ 鄉 りの先 保 學 h 7 車戶 年 50 系其 人 3 IE. 篤 衛 潰 門 稿 重 多 な 月 利 1 尉加に世 慶安 かつ U) 來 學 行 0 うつ 他を 校 IE 子 作伊 り少きこと十 ----る右 奉 毅 しく 年 職 行 0 車下 13 詩 秋 元 3 兼 1-部 風字 73 で音 元御 在 次 0 50 英 年奉 7) 3 孙公 律 は 3 + 1-子 作る安 3 餘 13 豫 通 114 年 to 州 を

[15]

(---) 略

加

111-

11

近

7:11 m 37 | 11-於北方 泰古年 201 115 3.00 〇後

名 不 傳 1: 洲 俟 冼 1 Ir. 清 從 - 5-

源十宽加田 寺四安藤過日二貞 通去 長奈に事ぶっ 長奈に事ぶっ 大田町光 灰の

德了〇

兆

風

南 1/2 4 備 1111 [ili] 14 3.2 明 1,11 111-11 01: 郭 115 Tiest 文 老は 0 弘 明之 金 給 持 ちつ

#### \_\_\_\_) 御 尽 12:

HIL 水 行 加 兵 寬高 文九百 1411

115 2 其節 後 1/4 77 分 -1-75 胸 御 18 TE. 4: 1E 11: 11)] 路 米 1001 . 1: T HI 候 9 11 飲い 此 11: 初日 前 HILL 雕 211 1) 411 7代 5 15 fill [11] 14 71. 15 勤 御 1x 111 Mei YI. 1. I --1 E 姓ん SI 1:1: 此 州 御 867 デ 11 你 11 儿 Ail. 此 福兴 11/2 13: 41. 华 做 11: 1; 11 你 T 之住 之父 in 福田 1 19 1) 遊 mil! 换 7-- 10 1.1 遣 血红 :13 J 111 他 1,0% 41/2 15 议 J. 34 11% iti 13 1 铺 加 御 111 神 -6 ル [1] 11 葵 Set ! 11 Ht. 50 月型 1. 11: 11 by 之 松 THE-4/2 例 419 9111 机 後 = 铺 38 1: 神 11: 议 燈 利 久 415 111 7.5 11 [11] 111 [iii] 13 14 共 -5. 17 /111 111 1/1 水 1: 1/2 :3 111 311 战 1: 75 放 2 +11-4F. 19] ル The 11: 1] ---11. 17 18 7: 115 红之 K 御 机龙 Ki 121 ME 131 位山 於 加克 马 はた 111 洲 115 ---近 10 pu 1: His ソじ 1 11: 出谷 -袖 3.15 ]] 11: 秋 111 1) テ 1 -,-11 by 约 J. 11 11 七月 FIF 御 111 اللا 1-14 2 11 间 御 小 Hij 4E 否 [w] 村 從 刻 111 11/1 179 小发 (件 ---付: 111 .77. 心 作 [] 11: + 1: 御 11 415 11 今兄弟 13 候 41; ilt 11) 癸 他 加 14 Til. 1: 111 141 U M HI'L 11/1 1 1 1,11 1; 44 15 能 除 nill 1. 卻 1 仙 1115 播 故印 形态 天 T. 中長 共 处 在 412 1373 利( -5:11 [ii] 州 11= 文 创 3:2 PH Hi Ji 非 - 6 - 1-11 15 1 1; 内殿 SE 생: 供 itis }. 介 412 小 御 他 H 中 11 [11] 11: [uk] 11 FIF Ĥ 之 供 版 10 人 10 11 占 夏 11: 1.1: - 1 --7-Ti 好 洲 itt iL 和 砂岩 欣 31. 简 御 御 ft: 11/2 之内 州 11: -15 他 於 N. P. 15 Till. 11 候 5/3 17/1 化 7 15 月 1111 致 1 加 : 65 仰 泛 11 FI. 11: -6 41) Pily 逃 御 HII. 後 -6 似 11 [11] 112 井 J: Ti 1: 候 10/6 11= 50 -7-15 備 15 似 1:1: 1E 前 4 候 -美 14 候 35 E 10 111 Hij 4/1 11 71. 11; 供 DV-们 H. tilli 御 14: 禮 故 相 11: 4 沙 TOP 之内 11 仕 11/1/ Ji 公公 11/2 11: 1.1 12 = HI. 果 ---11)] 後 地 li, j IT. 1 攸 116 1 家 (1: 1 1 iji 智 317 Mil 1111 File 福品 II 付艺 它化 K -候 --143 14 雕 砂 所 41.F 於 Juli 知日 111 15 中 乳 介 加 北 绁 作 作 ---被 1 i V 跡 iI. 儿 111 阿 府之 T. 仰 111 1 3 3 تادا 名 12 果 上 領 之 刻 州之 3/6 Fali 1 付 115 41 Ti 私 111 大 11: 11)] 15 FU) Mi -火 IF. 1 义 飯 Pilit 11 收 231 脫之 14 崩 11 御 11 [6] 1" ti 红 1 111 你 15 议 兒 13 11 书 111 1] ful 他 之 中 = 1.% -1 66 41: ies 14 的 通 依 115 11: 1j 416 7: -介 ₹. ---碳 111 113 之 7 洞 寫 11: 體 111 41:15 P 1 斐 御 [1] fit. テ 御 浦 tiji 1 内 木 111 能 Jil. III 代的 Fili 创 F 1 1 T. 初 1113 111 2 例 ]. 做 Lix 旅 11.6 林 F. HE. 1: = テ 113 米 用花 577 版 卻 = 35 DV-詪 7 4: 倒 11,10 '.j= FIF 111 11: File 7 110 你 Fili 1 1 17 14 1/5 1:1: 71 iir -----SI 仙山 -111 沙区 1-杯 小水 Resi 御 御 1 --H 2.5 88 他 11 Ti 似 前是 行 本 14 11: 林 V I 1 13 似 Heli 7 15 败 4:2 村 意之 11 合 1 皖 引作 有 ALL: K 候 铺 YT. 相 11: 利 1E 付 11: 候い Fi [1] 3.30 果 飲 Hij 11: 小 12. 候 蚁 is. 简 111 11: 111 後 15 欣 1 并位 H 7 杨 11 食 11: I 作完 إذا H 头 13 14 御 Hij 後 彻 111 1:1: M 他 =1-18 111 效 Ti 俊 417 ; l. 诗: MIL 112 14: 13 15 度 葵 公 11 + 11 欣 1番 销 ft: :4fil 禮 時 殿 遠 11: 州 化 Sip 111 候 ich

佃 叔

12 [2] 和厚の心なく 正保 佃 00 元年よ 山方 以 か、に作れる -3. 2. 先生文を作って之を送る。 t, 學木 慶安元年に至るまで、 上角去り難さを叩ち、 は藤樹先生書翰に佃助九郎に作る。 だ。 1-入り堂に 升ること能はざりしていへごも、 先生の書通絶ゆることなし。今その文によりて察するに、 慶安戊子年さた先生を訪うて教を請 或は色欲抑へ難きを憂へ、 伊豫國新谷藩の家老たり。正保元甲申年藤樹先生を小川 或は受用はか また得易からざる篤學の士とい るもの 不多と嘆き、 ゝ如し。書館 只 管先生の 集を檢 母公に事 3 する ~: 教を

徳田 藤左衛門 為 泰 個子

小左衛門 永

七日卒、 養 佃市郎右衛門守永子實德田彥六季一次男

百

石

市郎石衛門賀

水

久元辛丑

华八月

五十九。 一個小左衛門守直養子實新谷河村新平方知

(以下略之)

權兵衞寄 享保二十乙卯年八 德田 彦六 寄隆

月二十八日卒。

德川彦六季

德田

1717

(佃助九郎)

?

現戶 主 東京市淺草區千東町二丁目三

七

番地

德川 彦六谷隆 德

展六丙子四月二十日卒。田藤左衛門一之……

2

清

74 Ш

德田 产六麻原 「寄隆は細小左衛門一永の玄孫にして、新谷藩の家老たり。藤樹先生に私淑し、即内に祠堂を建てて祭祀を懈らす、 能く子弟を

教養せることは、 常省先生の彦六に興へられたる書通二見えたり。 享保二十乙卯年八月二十八日歿す。 法眼寺に葬る。

先生文作學照 大 741 111 程 で後記一)個氏に關す 11:15 意太郎 氏藏有藤樹先生書翰 る研究資料の 書翰集正編參照〉。 文集四並目次の部。 書翰集。 新谷町河內字十郎氏藏有常省先生書翰。

(--) 佃 16 帰 する 研 究資料

1111 沙 子ale. 研 究 者 傳

常常

111 加 縣家 15 徐 フビ 抄

py

國 美濃國厚見郡 德田 村

曹海 りが 11] 州黑野 設州福品色ョリ 河. 14 一村之節 御 111 原作 111-11 115: fi -3 倒 1) 1 111 30) 1/1. 一般 111 州 = -御 城中之一所ヲ相守候其節 様不い詳。朝鮮御陣之箭者御 留守二 語 化 飲 其後

子實家不」詳機田 佃 家 = 小左衛門 1) 候 [1] 一永

11: 配 不一一八八个泰ノ字通り 字二十 御 座候所、故アリ 机改、 名字 佃 十改候職

權現樣天下御掌握之砌 1) 路家之諸士徳ノ字遠随仕候 テ相 ル

大峯院様 御代部屋 住ニテ 相 功、 其節 禄不」祥。後養父藤左衛門家 公督三百 71 被一下置、其後 ブ 和九癸亥年新谷

《關院標御分知之節

H III 大洲 院樣為 相改中候。 三被二萬殘一候二付、 御命 御 小左衛門 附人御家老 彩料 右之家督三百石御家老 谷 ap 聊 分知無 他 仰 付一御加增百石都合四 御坐一内御 先手組御 職共二次男 M H 被遊俠 彦 11 六八被 他 下流 仰 候。 11 則新谷當德田藤左衛門家 新谷江不 被 遊 御 此 14 小 = 7 御华似。 大洲 死去 化 候 。 其後彦六義者本名二戶り德 共新 九门 市 有衛

H

圆明

院樣

御

代划

年

=

1)

部

住

\*\*\*\*\*\*

テ

相

到

後百

Ti

付完

下置

候

176

被成院

-

付、

大洲

被言指發

一之山

似

仰

付

11

後都合三

11 Ti 1:

國農州黑野

佃 小左衛門 一永嫡 -1-佃 前照 右 福门

71

下置|御用人役被 仰 付 後御持筒組御 刊被 小左衛門 新谷江御附

Ti

養子實新谷德田彥六季一次男 佃 W 行 前 111 1 水

圓明院樣御代寬女元率出 41. 九歲 --ilij 3 14 神 仰 小 划 年二付成 te 11: 飲 迄新 行 二閥在、 其後大洲 計 111 相 引り

英久院樣御代元祿二己已年江戶 御留守居役被:仰 1.1 信府 化候~ 11: 後御 顯申上同十丁丑年御免役大洲 八川島。 到 初 11: 院 1.1 下略之

乙、 大洲秘錄 二八抄

〇德川 德川藤左衛門———

-5-

國領

太郎右衙門妻

们<del>美</del> 小 左衛門

德田

形な

左衛門

15

田德

[1]

子 大橋 源 Fi. 左衛 門妻

新谷御家老 一德田彦二八 =

Fi

德川 相兵 衞

徳田彦六

德田 **李爾** 

佃 市郎右衞門

内 尼形真氏手記德田氏系譜(長尾氏舊記 抄

佃小左衛門 7 濃國厚見郡 永 初代為泰ノ登子 德田 村ノ產主人加藤貞泰二從七大洲二入國。 1 ナ N

德田彦六季 二 代一永ノ三男。

10

41] 10

德田

ルた衛門

陈原

15

徐

PU 德田權兵衛命

礼化 他川彦六夼降

六代 德田 藤左衛門 之 ノ三男。

七代 德川小石衛門 精

八代 1.6 德田 一发之助 住治郎 同加藤 大洲 1111 新五左 藤新五石衛門弟晚年素濡齋下稱 衙門二男民部 後儀 7 称 スロ

品清之進 1/5 清之進 民部長男清六一 長男。 海卜柳

德田

スつ

5 在滿 洲 力無 順 何氏 支系侧 质 H 所藏 鍅 拔 次.

114 11 11 佃 小左 衙門 . . . 永 (徳田小左衛門一永)

[17] 弟 -5. W. 研 光 者 傳

(愛媛縣大洲町足達儀國氏報)

二九

111 電名 C 5 16 玩气 4.1 7 金 沪 1/2 T. 1. III النار 1115 tit-1: 4 3. :18 ---1 後 1 illi 1 - $\S^1_j$ 111 1 17: 11/2 ili. 人 ----1: 小 ラー 一 学: 明二 14: 1 - -1 御 1:15 供 例 }-7. 1) 13 J 他 フ 1.6. 水 14: 7 PU 谚 15 35. 1:08 11: 11: =/ 11 テ 1 111 -八川 1 证 此 信 大当 4.0 1 -1-= 元 12 テ 和九年大殿 15/17 11|0 41 1: 上 11: . ... テ 享年六十 1. Y **石** 動 御 分 L 钿 ick 1

戊、 il! 11/2 111 1111 浴 計 抄 U It.

379

水

- 1 -

111

'L'IZ

4:

PU

1]

500

抗

1

俗

初

谷

11:

課

13

~

=/ 74:

學

德

111

冰

市場上

oil!

ス、

法省

+ 8 E 門

14: 仰

宗性 付

1,1% 7

1:

州曹宣 11

1. 8113

5°L نيز

1) 水

=, 1-後

3

4

11

411

() Ill 11: 於 思信 村 1,1% 1. 1: 侧儿 111/2 水 文 市上市元 個延 郎一郎辛 正父月 1] 1-1: [1] 他 11 111

智院淳性 加 种子 771 W. 1 11 Ht 714 [ 1111 人姉 印印 1,1: 1: 0) 分 们诗 唐 享 有戊 有 此 京 市 出 京 市 代 省 市 年 初 京 市 年 3 日 年 門 八 日 年 門 八 11 間 品佐 -j-简 11: 111 红门红 基 py 第十-月十一十一 砕を存する 11 -1. H Fi H 信息 德 [1] H 氏 H

〇度

嫡享俗功玄享俗月 hi 子保名岳孫保名権 小七 個宗 小七 個道 龙壬 市忠 左壬 市村 衛寅郎信衛寅郎居門年右上門年右上 守四衛 守四衛 直月 門 直月 門 改依尉 改修置 之火守 之火永 災

M

北

201

德

田

季

甫

用學

金

法

III

F

過

明さ

源

H

不

设

岩

松

16

党 慕 表

(愛城 **於照大洲** HJ. 涅 让 in liki 11 等技

In I'l 聯上 主大任洲 自町ら足 曹達 in in 院武氏至報 1) 1 通昭 去和帳三 white 查六 H

冷 2 祭 理 ياز 豫州 專多那新谷誕生元線十四率已年三月二 惠川麥六藤原季一騎子權兵衛尉寄一慶安三 一十七日成刻於同所

九久已未八月四日

口松院加藤氏

縣原姓德田彥 六寄隆 墓 位牌

通

田彦六寄隆室吉田氏墓

(愛媛縣喜多郡新谷町

河

内字十

郎

氏報

法眼

寺住

職

杳

二佃叔一に關する研究

佃 計 叔 完 -\$ カラ 一大 ~ 洲 iffi 义 1. 新 谷 游 0) 家 臣 73. 3 3 は、 明 瞭 な n 50 3 2 0) 出 自 1-就 5 T は 大 13 る 疑 問 南 h 0 方 1-

IC 1-0) 送 1/1 11/1 洲 派 n HI 3 积 3 6 3 11% 1,1 6. 0) え 2. 芦 -3-0 太 h 15 0 3 BB 偶 J. 加 3 膝 所 n 加 家 は 减 藤 lii 佃 旅 公御 錄 叔 樹 また 先生 大洲 傳 記 書 は 秘錄等 大 翰 佃 滅 眞 叔 直 一蹟 1 泰 2 その 君 稱す 佃 0 助 條 名 九 3 下 多 8 郎 載 1 宛 0 せず 左 は 0 0 8 0 また 佃 0) 條 あ 助 あ 前 九 h h 0 郎 記 之を 新 (1) -谷 2 書 0 A 73 翰 尾 集 3 に徴 形 ~ し 貞 氏 3 然 0) る 手 3 記 佃 大 1 叔 係 洲 藩 13-る 作に 德 唯 ろ 佃 H 叔

大 た新 永十八年辛已御 0) 1 尼 形 化 ľį FIF IG へ御 0) 暇 F 未だ屋 敷 無」之 故 大洲 初 入し E 3 中 島 編 者 五 大 洲 0 地 名家 老 佃 助 九 郎 宅に 居 住 1 玉 3

谷御 PU FI 分地 1i 们 助 給人名簿 九郎 依 れば、 PU 百 石 佃 小左衛門あり。 分地 允許は元和九年にして 引 越は 寬永十 九 年なり。 そ 0 引 越 御 付 衆 姓

116 大 7): ,, 沙州 11 川」 え 11 祈 J. 粉 洲 jÝ: 谷 1) 德 似 0) H 199 清清 II: 13 Ilii U) H 松 1) 未亡 しこ 7 係 此 1 1 3 0 から 13 J. 先 記 D 以 41: E カコ はよ す 同 0) な 1. 中 C かっ 料 < 東 京 5 新 谷 ずの よ 73 る h 0) 令 然る 人 7 之を 長 息 彦 尾 市 考 前 氏 察す 氏 記 1 所 送 書 在 5 並 不 1n 剪 系 先 1 譜 から 牛 0 舊記 大 1 0) 門 IE 載 + せ 1 よ す た h 年 轉 h また、 九 寫 月 佃 1 叔 た H 3 卽 8 0) H 大 氏 5 0) 震 1-傳 佃 狄 助 1 九 T 1 0 郎

2.5

b 2

1)

3

T

德

門

3

73

す

な

b

10 (-Illi 依 12 心 ill ば 集 12 1/2 11: 佃 は 木 湖北 小 佃 11: /X 依 (H 衙門 86 汉 10 は 以 13 此 馆 (1) 條 12 ik 佃 质 --1 训 氏 左 174 13 は 年享 計 14 本 年 -即 工 -5 城 は IF. 志 謬 3 保 以 木十 T SE 111-殁 賴 0) 作 Zi た 73 此。 n b ば、 0 即。 外 新 此 13 谷 U) 1-0) TE 文九 1F 保 THE 政 44 佃 红 神 11 は Mi 扩 旣 德 佃 1: [11] 16 好 1-木 後 FIF 九 佃 -33 红. BE 1 17 ナック Il 彩 Jiji 世 讷 IL 尔 7

先 指 ti すっ -5-德广 0 肥 b mi 1: 75 よ 佃 父 10) Ili 们 h III T. L --É 11 -[ -100 1: ナナ 石 iiik 福 13 衙 卻 一大 1044 1: -111 111 11 ~ 智 ري 私心. 3 水 家 かん 2, 水 Ti. 作定 0) J.Vi 1-カラ 11 佃 111 賀 小 1-刨 1: 叔 1500 ·K ち 衙門 11:0 T (1) () (前 1-此 作 商合 あ 训心记 0) 0 人 揃うり 3 如前 6 Fi. す。 0) TE. -1-1-どす 保 T --71 な 作 か b 九 0 41. 城 h \$2 曹 2 は 1= 1 -- / は 溪 6. 111] 進 iil. 1 h 1-過 75 43 作 ( HI. 图 13 115 去 2. 明色 PH. 13 即 1-0) 言名 3 以 Ki 1 -f-1-て、 1115-E13 儒了 月 賀 [11] 174 4 1 永·季 花 逆算 2 道 1 柱 城 -1 ~ 居 のニ るは 2 \$2 73 ば 寛文 賀 人に 慶 3 to 七 永 ル 以 八 U) 1 -17: 卷子 SE. i. 11: 7 0) 41: 11: 111 ili 研F 八 11 翰 4: 郎 究 -11-Ti 集 5 せ 衙門 15 3 (= 3 H 3 色念 守 佃 卽 永 かっ 113 t, 郎 C, 130

以 1. 年 永 5 3 水 (1) 佃 1 山力 應 定 ili ナこ 儿 污 儒 郎 [11] 3 BB 年 Ki かい サン 73 (: 徐广 111 i, 提 六 3 0) 古 3 1); 70 -1-U) 在 以 3 To 11. 7 城 做 50 产 -5-上い 1 1 3 75 1-8 12 1317a 佃 7: 不 加 3 3 叔 h ---族 3 13 To ナ ----不 17 から 1) 1. 家 30 T 0 11 137 H 獄 能 11: 41: 今 7 父 な 的 X 1-1) 0) 呼 據 0) 0) 跳 F ば 13 41: 何 t 做 1-10 \$2 · A )当 ナこ 1) 1-な 艺 1 3 は 75 \$1 1 iF. 6 0) は ば -次 新谷 保 叔 之な Y; 别 季啊 济 心 4: 111 1-;iyi 1) 1) 算 家 皆 1 3 Ki 一一成 1 德 - K-U) 文 加 12 11 地 字を 3. 13 ば 4.): 永 ~ h 1E 3 L 承 ---13 廿. 人 應二 1: 浴 6 似 Y's \$1 T 假 ---ナこ 年 元半 定 占 H 0) h 0 -4 H む 石 11: 12 13 外 1: 51: To は、 12 2 九 征 800 7: 城 む 3 4 31 は 3 以 水 0 有 此 彦 b U) 3 (1) 大 不 11: \$2 A 洲 ば RU U) 1. ナ 殁

12 德 郎 H 1-11. 叔 は 更 1,0 -- 4 稱 315 小 1/1: 度書翰 家老 循 [11] 1-圳泷 集 1-あ is 20 任 精 北 0 i, 查 11 L 16 て、 1: 力に 7 方. 3 は) 0) i, 0) -3-PE نالز 南 きょうに 3 (1) 治さ 30 發 不 筋 見 (1) \_\_ 外 10 3 1-30 7 -立) 6 とうとう -7. 0 12 IIII 17 洲 义 111 1: 人 初 谷 1) 於 かり 佃 H

### 答佣

常年三殿株御在館こて、 御手透御座有間布さ合」察候。(本全集卷之十八第三四頁

答佃权(改子夏)

志厚人相見八其上御 逗留中觸發も多く相見 -大幸不」過、之候。 公用難」去ごて存候よりちご早 へ御歸り御殘多存事候。〈本全集卷之二十

の家臣に相違なきことは書簡集を精讀するもの の語によりて考察すれば、佃叔 一なるもの仕途多忙 ゝ、夙に首背するところなるべし。 の身なりしことを想像すべく、 而して大洲または 新

れば、 三男」で識せるに信を置かんと欲す。 臣録・大洲秘録等此の 加藤公御傳記に、家老佃助九郎と明記せると、長尾氏の舊記に、家老四百石佃助九郎といへる等思ひ合す され 引地 家老に任せられ、 市郎右衞門賀永と彦六季一との間に、叔一助九郎の存在せしにあらずやと思は ば編者は、尾形氏の手記に係る徳田氏の系譜に「三代徳田彦六季一」とありて、その下に「二代一永の 0) 以前に死亡したるを以て、 事を載せず。 四百石を領したりしも、 系譜また助九郎の名を顯はさいるは、 此の 嫡子市郎右衞門賀永は大洲に差殘され、 事たるや加藤家臣録・大洲秘録等何れも次男とせるに一致せざれざ 故あつて三男彦六に譲りたるには 蓋し故あらん。今考ふべからず。 次男助九郎父の跡を繼ぎ、新 あ らざるか。 るの 卽ち小左衞門は新 m して加藤家

### 或 領

國 iili 一太は太郎右衞門と稱す。伊豫大洲侯の家臣國領內記の養子にして、同藩士人見淸治の二男なり。

に曰く

三百石 養子實人見清治二男 國領太郎右衛門

相 御代家督被 仰付 其後御旗組御預ヶ奉行職御曹請奉行無 丽 相 不名相乘知

といへり。 正保二乙酉年雄原氏本甲近江に來り藤樹先生に師事す。止ること一ヶ月別に臨み、先生自反慎獨の大意 277

門 弟 子 研 沈 者

通年々絶の を筆して之を送る 樹先生中江与右衞門の門人ごして其名高し。則中江氏手跡易坤の卦を認め定公にあたへらる。當家に傳ふ云云。」 また國領氏の一族に又三郎さいふ人ありたること、 藤樹先生年譜。同文集(小川本目次) ることなし。末裔清之助氏所持の系闘に曰く、太郎右衞門定公儒學に志深く王陽明先生の學を慕ひ 等翰 集を被するに先生の送れる書通寛永二十年より慶安元年に至るまですべて六通ありて書 書翰集補遺答。國領の書に見えたり。

# 二、國領定卿

國 间 定卿は平馬と 稱す。 太郎 右衛門の子 なり。 加藤家 臣録に曰く。

一、三百石

實子 國領平馬定卿

部屋住に而百石被。下置、相勤。其後

图明院樣御代家督被,即付

英久院樣御代御先手組御預少被。仰付

助といふ。愛媛縣伊豫郡郡中町に住し小學教育に從事すといふ。 先生中江与右衞門殿へ御尋之所彼是思召与右衞門殿御答の御手簡壹通代々持傳。定卿元禄五 於大洲 御領阿藏村月光寺額定卿公の御筆也。扨又醫學をも學び給ふ。又應を好み どありっまた、系間 一卒す。法名一法無二信士曹溪院に葬る、行年六十歳。」といへり。子孫世々大洲 1 「定卿公太郎右衞門定公之志を繼儒學を學び給ふ、手跡を好み能普の聞 (略)定卿公御心持 に事ふ。 J: 彼是御企 申年正月 / ありつ 十日 膝树

補ふに足る。編者大正十二年十一月末裔清之助氏心郡中町にあ れば、此の時年衛備かに十二歳に過ぎすの然ろに書中懇々さし、色欲 覧か許されたるものにつき揺鉄し置けるものに依れるなり。 へり。その残年か譜の示す如く元禄五年にして六十七な以て残したりごすれば、此い時當さに十九歳の青年さなる。以て系譜の誤認を 本全集卷之二十書編集補遺に答。國領定卿,甲申冬の一書あり。甲申は正保元年にして元禄五年六十歳を以 ひだいつ な被めらなくい語をけっ 氏は當時愛媛縣立師範學校在學中なりきつ 大洲秘録二を見るこ、國領平馬三百石六十七」 し残したる定卵は、 凝江川用せる系岡は此時

# 一三、吉田新兵衛

石 を賜 行職 11 -+-被 0 新兵衛譚守正 次 in 七川卒す。 小 いで家督 寬永十五 大洲妙 和 大洲 粮 戊寅年秋近江 を命 油 光 士加加 山 せら に葬 用温 清 750 るつ に來 右 其の 衙門良 りて先生 その子彌次兵衞諱 後 御 次の子にして三百石を領す。 名字を憚り吉田と改む。 1 學ぶ。 良忠襲ぎ子孫永く大洲侯に事ふ。 別に臨み先生詩を作りて之を送る。 御先手 加藤 鐵炮 泰典 侯 組 御 御 代部屋住にて百五十 預 11 末葉加藤 仰 付ら 延寶 n 八庚申年 良顯 また B

松山市出淵町二丁目十一番戶に住す

0

(大正十二年十二月稿)

按するに作 右 則 ふる書籍十第六一頁に新兵もは や五十にて御 座候 さあれば先生よりは長者なりしなるべ

#### 略系

〇加藤清石衛門良次

彌次兵衙守

居

惣

左衞門守之

惣左衞門守良

兵太景良

吉田新兵衞守正—

彌次兵衞良忠

: 加藤良組

(原據) 子孫所持の系圖。元和四年三月御家中支配帳。加藤家臣錄。藤樹先生

谷川女下に送れる書状。

大洲 うずく行 度 死亡之山 存候 傍在衆其元八立寄中候間一筆令,啓上 が比 IIR 入共自 11 北山 上人人大洲 見へ不」中 111 度 1) 御 不自由、罷成候。然共今度ハさやかくやさ相勤罷歸候。大慶御推量可」被」成候。貴樣御仕合も緩々さ御座候樣に承一段目出度存候。 111 三不 146 Mi 候 方中越候る 腕はふるい申書中も罷ならす候。 上、積後共御物かたり かい 老母息災=居申由申越罷歸あい可」申さかやう之大慶無。御座 扨々御力落、 候。 中度候o 可」中様も無 候。 其元御無事 久々 具に中上度候へ共うでふるい此書面之通 御推量被以成可以被以下候。 不一能 御 took Geo 座 御座候哉。 面 候。 上一御なつかしく存候事書中ニ不口得中候。 便りも無…御座 拙夫事去年三月方在江戶任無事工相務只今供任罷歸候。 何事も人 |終以||書状||も御悔不」申心外に罷成候。 候0 面上之時節サ待 = 御座候故 令。歸着:候はゞ大洲方以 わけも見へがたく御座候 拙者事 つより外 兩年 ハ無 御座 書狀一可 71 此度 取 分年罷寄眼も殊外 一版 先以 ハ立寄懸 ハんさ早 速 さぞ口用之 御 候 母 儀樣 £) 申 日

門弟子並研究者傳

i i

[1]

打

ĮĘ.

術

10

中

御 務御は 17 10. is 被 版 推 3,5 11 候り 萬 n 19] 後音之時

fi 14] 

谷 111 支 1 樣

中

候。以上。 倘 々久々 打 学道 以。書版しさ へ不…中水一御りかしく存計候。 此度たちより不い懸 遊 賀縣高島郡 御日候事も可 青柳村大字上小川山本源內氏保管書通 有御座 一言存候 そうして 見へ申ましく言 早々中留

編者 の深き真に藤門の士たるに耻ぢ 縮かに按する 新 兵衛 III は 見え す 20 が腕 1. 3. は 3. るひ歩行も自由ならざる老齢にありて尚母を慕うて止ます

#### 四、 岡 村 光 忠

衙門 衛門に作 出 村 新石 衙門諱光 る七右 0) 弟 思 なりの 忠に作る 二百五十石を食む。 大洲加 藤俠 (1) 111 [4] 村珍 先生より少きこと四 Ti 德 1" 養子本全集卷之十八等。 城。 加族家臣 銯 して備 元に日 Hij 过 [4] 111 11/2 八郎

養子實備前岡山坂口八郎右衛門弟

置

村新右衞門光忠

二百五拾

圓明院樣(泰興)御代家督二百 Ti 仰

同 御代御兽請奉行被"仰付。

同御代御持筒組被"仰付。

[11] 御代五拾石御加쒸被,即付。

末 商 出 村進氏所蔵の記録に、

光 忠ハ厚ク學。藤樹先生門 志以為 然二先生有人故而此 地ナ 去 テ近江 二居住 セラ ル 放二又後チ 胸 t --他ノ地ニ fi 1 テ門 17

永二十年春より慶安元年に至るまで此の人にお 50 此の文によりて考ふ れば光忠 の入門は早くも先生大洲在住の くかれ る先生の書通 -1-通此 時 年次未 1-ま) b しも 詳二通あ U) 3) 如 寬文七丁未年 書翰 集 1-寬

松田市袋町五九に住す。 六月二十九日歿す、 享年五十六〇大洲初録二五 子市右衞門道順家を承く、子孫永く大洲に事ふっ 末裔岡村進氏

本國正江國坂田 都能等 计 村

光泰公御代太圆秀古公三川 岡村彦右衛門 御附人

14 1i 干干玩

岡村新右衞門

實備前 坂口八郎右衛門 男 二百五十石

五十五歲

同村 二百五十石 六十三 村又左衛門道堅 市右 德河

尚 實舍第二百五十石 村新右衙門 四十二

上大洲秘錄二 一岡村權右衞門道 二百五十石

叟

岡村新石衛門道 生

二百五十石

(1),

二百石

過程四多道

健学 之

進代

(加藤家臣錄元拔萃)

宋裔尚村進氏報。

#### 五、大 野 T 佐

別ぶ の質家 大野丁佐 尼問家 性格鈍を以て聞ゆ。 は の差子さなり、 大洲加藤侯 の臣大野勝介藤原久次の二男にして、慶長十七年藝州廣島に生 了佐思なりどいへざも醫を以て立たんことを欲し 尼關 友菴と稱す。 先生より少きこと四 歲 若年 孜々として學に從事す。 の頃藤樹先生の門人となり醫を る。 幼名小次郎後母 先生之

[11] 弟子 並研 究者傳

7,0 十四日卒す。 つこごを得た 50 壽七十七。子なし。 を盛くして致 事験 樹先生年譜電永十五年の條に詳 て他 せらずつ 鈴木安 又捷徑皆答で寄は 的を以て差子さなし、 かなりつ してその行いたらしむ。 宇和高 その女に後 領官內村門各馬西 1 たり。 子孫 了佐終に皆を以て世 に住す。真享記 个则 かい たらず 41: 江江 H

東京市外野方町上高田六一に住す。 了佐の父勝介は本國尾州羽栗郡 その末裔を虎三郎さいふ。 後新谷分けの時間從せり、 日下陸軍士官學校に在學中なり。 舊京都府立醫學專門學校の出身にして醫か業さす。 際介の家は了佐の兄市左衛門之か續き、弟九兵衛嘉次その後れ承けたり。 大野村青山修理に仕へ二百石か食む。 嘉次の三男な小三郎さいひ李菴さ號せり。了佐に母び譬か業さし 朝鮮出陣後福島正則に仕 へ三百石。 高次の末向か克一さいふ。 大阪川陣後大洲二仕へ同

育方搜索の結果大洲町提原景文氏によりて發見せられ 同氏の紹介により、 い国事せり。 大野家に開しては加藤家臣錄、 大洲秘録等数するごころ稍異同あり。 今は大野克一氏の系國並に記録に依れり。 その近親岡本篤義氏に請ひて之か得たるものなり。 了佐の家筋については多年 (大正十五年二

月稿

に先生 吾了佐 れ了れ 上あ 生の の間 しめた つき約二 50 智 至仁なる性格はまた遺憾なく發揮せられたりといふべし。 1 ho りと 按するに藤樹 隙 に於て 11 百遍を以てし、午前十時より午後四時に及びて漸く記憶す。食事終りて後之を讀ましむるに既 獨 あ III 此の 學自 5 して 殆ご精根を盡 ふに至りては、 書 修理 先生之を憐み、 11/3 所年間 先生の 彩 然るに 賢傳 門下熊澤茶 を精設 印行せられて、弘く世に行はる。今之を觀るに全部漢文にして六百 かつる多忙の身を以 L 了 誰かその低 循 りとつ 々さして数へて倦ます。その醫書大成論の素讀を授くるに僅 し、 終に一家の 山 先生また特に捷徑醫筌六卷を編して之に授け、 中 能 に驚 Jil 祇 -カン 叔の さる 一当生の 見を立て陽明 如き俊傑の士ありして共に、また大野了 3 0) 為に à) 5 んやっ Ü R らその 先 の學 Ilij を水 して先生 教授書空編述 邦 に開き、 尚諄 して之を教育せり。 々さして他 門下を 路を學 作 枚 教育 ぶの指針 かっ 0) 如 50 3 4 動 たら 惟 际 < 心 2 0)

1: 后 1: H 採 助 12 より少さこと四次 3: 洲 加 0) 1-して・ 末裔平野嘉七郎 旅一百 信户 ほむ。 **以所持** 後新 0 記 錄 谷分封 日日 0) 1 際随從を命せら n 12 30 藤 樹先生の 門

被信 U [1] 111 7 採 加 二乙正歲四 月) 修原 15 ri 正度幼名伊達之助後源平野勘石衛門 石被下 12: 、直泰公へ附サセラレ 元除八乙亥該四 月四日死 御川人役相勤。 土 IF. 墓ハ新谷兽明山 ノ三男、 追々御加增有テ都合二百石給リ寬永十九壬午歲新谷に分 母 八中村氏 法眼 寺 二在 ノ娘っ 1)0 慶長十 法名綠巖樹貞信士。 七壬子歲、 伯州米子二一生 又日く、 ルの ルの 苗字譯 膝 泰 有テ戸田ト稱 興 公 (御代年月

インとつ [1] 採助 JF. 度 何得サ 好 ミ藤樹先生サ 師 ジテ数ラ請い 先生歸 鄉 ノ後モ 江州二 行 テ學と =/ 由 江州 = ŋ 歸 **鄭郷之時** 先生 3 1) 贈 ラ V =/ 和文章 代

排傳

行 0 III 年 0) 先 iiff: H 0) て後歸 按するに右 作 歌 0) 果系 を賜 心 物 0) 07.20 11 浙 5 6 0 12 去 かっ 3 しざ云ひ、 に先 0) 文に また佃 なり は、 つこと幾許 先生 よれ ぞ 叔 また末尾に がば戸田 0) 宛 戶 路 H 0 終 8 書通 に先 氏 氏 南 0) 5 0) を托 先生 紙 加 つこ 3 先 餘 3 某 せら 3 1: 戶 町 恐 師 は 回 (= 管 n -7-3 T 1 T 5 7 < 御 1 播州 歸 は 量に 72 途 るは、 百 h 佃 1-候 叔 1-日 就 を出 は あ きし に答 b んのとい 早くも先生 72 C. 50 な ざる 5 3 系譜 ~: ~ n し し るこ 大洲 12 1-3 日 先生 書 且 とあ 在 つそ 中 住 0 n 0 訃報 時 ば月 0) 辭 今度 する 田 あ 72 氏 りし 戶 び 1-0 H 到 先 子 J カラ 生 h 如 b を江 懇切 進 10 とき U 候送行 73 西 慶安元 る 1 送 訪

1: 既に二正も初 [4] 州 磨松村藁さて松 には松村 村一 1º 科し後平野に改 黨の内松村・平野 め しさ云傳ふ。 卢 回 ・真鳴と四家に分れたり。是に 由て苗字之事四つの内何れ を用ゆるも同様之事で云ひ傳

故 2 à) 6. 1 りて後愛 100 末裔 人娱 縣郡 1/5 野嘉 E 3 MI 松 DIS 村鹿 氏 東 太郎 京 TI K 外 0 1 有に歸 目黑 九三〇に住す。 し昭 和 年六 月同 孫助 EI 0) 先生 篠 崎 に受け 古 夫 氏 さ 0 る送行 珍藏 कु る 0 3 和 こころ 歌 長篇 8 な 眞 蹟 0 は、

#### 系

右出 衛出門 弟

田平公御代被助一次 H

H Ti.

> 戶 H

勘右

戶。

H

孫。

助。

二百 石 戶 田 實中村甚五太夫 勘 男

Fire 弟 3 並 SH. 究 者 傅

嘉七

郎

(大洲秘錄四、四十三丁並編者補)

「卷末追錄參照」

三九

### 瀧野藤右衛門

説野真右衞門は大洲加藤侯 の臣瀧野孫右衞門の嫡子にして 藤樹先生に師事せり。 加藤家直鎌亭下に回く、

兄元祖瀧野權兵衛

野 勘 215 光 IE.

大学院科、真泰 御代被 名出一候。一儀不詳。」

播州加東郡下瀧野村後瀧野孫有衛門上相改候由。一右二代二テ御座候散不詳。」

쒬 禮申上矣。家督相續不」仕早世仕矣。

養子實村上武左衛門重信次男

瀧野清右衛門重長

瀧野孫右衛門光正嫡子 京

門。

一、百五拾石

生國雲州。

圓明院樣、泰與一御代家督百石被 仰付一大阪御智守居役被 一仰付

英久院樣(泰恒)御代右在勤之內五十石御加恩被"下置,候。以下略。

按するに公爵故伊藤博文等て藤樹書院に寄納せる藤樹先生心畫孝經二冊は もで瀧野家に傳 來 せ 3 ものな

30 跋ありつ 日く、

吾祖識野孫右衛門光政ノ嫡子藤右衛門ハ實名不」傳。

藤樹中江先生之門人也。 因テ呈上スの 因デ先生自ラ此 ノ孝經二卷ヲ書シ賜」之。夫ョリ代々傳」之。予重偷世 二重川 君公此書アル 引をサ 明キ見ン事チ 水メラルの

先生ノ姓名等ラ此南二書セ

=/

メテ復返シ與

ヘラルの

因テ

松岡高堅ニ乞其和概ヲ記

1-=/

メ永々

、重資メ

公見終り安川右仲寬二命又此書題名及ピ 公家ト云の

文化三年內宣秋九月穀且

禮松 野岡 重高 倫堅 JE 18

281

### 田

0) るべ 11 + 23 HI 111 h. 1: 此 H [ii] 0) 1 小 桃 180 41: 0 +r 放行 秋尚 此角 は 111 111 豫 19 是に於て大學三綱 11 金 州 沙! 1 村 FAIL 豫州 10 0) から 111 統 人 心 批 大 なりの 洲 傳 2: 1-1 加 島 來 公 膝疾 經 II: 0) S 保元 寛永十六年三月先生を慕ひ、江州に來りて醫を學ぶ。 眞 3 11 蹟 書中に、「今までは九右仕立もざし可」申とて隙無。御坐候。」 0 红 には 15 む 領の 春先生また同じく二生の為に神方奇術を撰す。 ナこ る為に多忙なりしをい h 山 解を以て、居學の一助となさんことを請ふ。先生文を艸して之を送 田 しことの 九右樣宛 明 證は 1-作れ なけ 50 るならん。 n ごも、 以て權と九右 加 藤家 同三年两戌冬答山 と同 臣録亭下に、 一人なる 同二十年先生山 是年父の今に從 田 ことを立證 権で 2 5 題す 田·森村 ひ、 3 は 3 する 先生が 將 書あ に歸 n 足

山 田 五兵衛次男

田 見 湯 不實詳名

質相 院樣 旅遊 被 が 御附 173 相勤

M

11)

院林 百

黎興

御代中小

がに被

73

111

11

Th. 候。 其後英久院樣 恒 御 代 給 被 仰

付 新

知

百

石 被

= 下 置

ど見えたり。 藤樹 先 11: [ii] 文集四。

川女下 近れ る書通

fril

書館

华

中便 如何。 彻 八龍上貴面 14 候問 學術 从上 可得 御子二人中候改 其合.啓上一候o 御 C 得率期 御意 覺悟 候 私なごもいづれも參會仕議論仕候へごも御存知之通天資魯鈍故か、凡心之超脱成がたく氣之毒こも存事ニ候。 いづれも時節 元彌御無事:被」成,御座,候哉爰元同志衆各別義無事:罷在候。其後ハ互に以,書狀,も 御座候。互。何角世事之障御座候而無,其義,候。 ハ來り候はダ不圖罷上面上三萬々可」得॥御意一候。恐々謹言。 御攀會之折節思召御出し候はゞ平井佐七殿小森德右殿へ 不"中承 遠々敷奉」存

山 田 九右 衛門 花押

111 艾 1 樣 刀二十

py

27 中

119 弟 子 並 研 究 者 傳

衙 4 11: 後 11 久 12 不 华系 御 11 间 14: 5:5 15-2/1 77 如 115 候 17 1:0

强 11 明明 11/1 1,1 (1)3 15 利引 竹 た 1: 1-1/1 111 12 14 II: 保管)

### 九、神

Щ

市市 Ш -5-は 11 iI. 先 生: 停に Ti 即 兵衛 道 Le に作 3 0 们 豫 一岐 大洲 加 床 神。使 山のの正のでなった。 既らなり 政の気が 加 家 113 金

### 、三百石

神山兵左衞門正英

ETS. 從 Jr. 被 循 11) ] 仰 IF. 15 様 ift 1 h 御 後 10 = 1) W 殿 行 11)] 1/2 院 指 標 御 71: . F-之红 候 13 -Jul-仆 附 御 相 ---沪 他 79 E.L. \_\_ 不 仰 花 111 小 召 館 御 111 1000 真 1,1; 料 治 之内 元 比 = 戊 1) 413 Ti 11 68 石 州 北 被三下 16 御 77 TE. 一都 否 合三百 之 箭 於 石拜領 彼 地 化院O 河 知 ľi 右 Ti 1761/3 利芝 111 1: ilj 171 ES 後 辰 衍 1 御 政 久 1111 光 思 WIL li 之發 11 好 15 當時 涩 御 咖申 1:1 111 ilj 人

ば II. 1: 北 2 op 就 あ 60 傳 6 5 7 德川 h ん 0 見 3 彦 道 3:0) 八各隆 ~: し 名か 自 5 きなかい 此 0) 八 作 华河 全 TIL FLI 2 11: 1-1 11 图 見え 3 - -Ji. は H K ナ 12 间 りつ 岩 水 揭 俊 红 1 3 その 文 T (1) 集 先 tij 全文 光 11: 4: 停 送福 は 0) 3 常 道 水 个 1E 1-木 集 親 3 子丁 您 しく 步 之 3 女 2 · 秋 114 0) + 致什 - 4 和 三藤 致 歌 1/2 4 30 印 村村 省 光 も長濱 12 あ でもつ 生補 00 まるご 傳第 ---見 は 送 4 7) 乘 H 1-1-1 戦 上 T せた 他 11 1 1

れがふ百の思案を打捨てよ

外に

良知の外に利も徳もなし

る 6 さきは、 IIII L 7 2 1 min 0) )市中 -3-111 111 採 -5. 子 ご傍 īE. 你 个 九 ال 記 144 41: 秋遠 力 花 H 1 翰 1 來 あ 小 E 3 b b 2 -村 學を 木 1) 2 旅 3 樹 il. 3 别 集 かっ なら よ 0) h 11: 60 先 -5 11: n 歌 8 3 )jills 作 Ш -f-3 7 1: N 作 知 7) 0) 12 H 1) 0 10 傳 是 ~ 1= 5 よ n h た 之を 3 3 觀

# 一〇、西川季格

17 傳の ph 等の製なるべし、 樂 鬼水二 大 洲 7111 1-序 伙 1 U) 111 l'i 村 13 1b 0 來 初 1) 7 83 膝 ili 樹 水 先 不 格 1= J's filli 稱 11 すっ 0 清また法 或 は云 に作れるものまり。是れ恐らくに李伶の事な水十に作りへ原川氏本雜記に清水十兵衛に作 2 初 め先生 の大洲 3 るや に作る)或は

なりの 得て之を書寫 旅 子卷り なして止ます。 を是れ事とし先師の教旨に背けることを惜しむ。死殁年月日詳かならず。門人詩集中に此の人の作か 家臓の理像あり。 一人生七十有幾年云云。」の句あり。 华 んてこの 編者熟、先生の 文あり。書簡集に正保三年 未歲存三川中 說 し座右 乃ち候に告げて禄 くさころ その姪三重生重種より止善書院に納めたることを學げたり。その に置けりの 清水子に送れる文を通讀して季格が内自ら修むることを忘れて、徒らに外を責 何の) 先師 序あれば先生の歿後實に四十四年を經たるなり。 (二) 今之を通讀するに論旨正鵠を得ざるのみにあらず。 L の書通と慶安元年の書通とあ を致して來り從ふと。未だ孰れか是なるを知らず。文集に正保二年書清 て不遜 參考すべし。川田雄琴の止善書院記追加に季格が先生に受くるところの なりとなして集義和書類 50 非二卷を著はして之を駁せり。 参照すべし。 編者皆てその上 季格嘗て蕃山 他未裔の消息明かならず。 念疾讒妄讀 一巻を東  $(\bar{U})$ む に忍びざる と思 TE. 此の書元 義和 堂公郊 る は る 3

# 二、森 村 子

集戰和書顯非序。藤樹先生年譜。篠原元博編藤樹先生全集附錄上追加。《本全集卷之四十五》

普通 好名 て、 るこどか 0) す) 100 加 树 は大洲傳來 事また前 しか あ 先生の佃 らさ に大洲 3 [X] 1) 家臣錄 III 中川 3 中落灰 IC かっ 權左衙門謙叔と並記せる文勢に依りて考ふれば、 叔に答へられたる書翰入、第二九頁に「次左・權 ・大洲秘録等の 本に森村氏で傍記 然間中 の森井氏本並に三宅石菴の藤樹先生書簡雜著等に載せられ森村長と明 告に載するところなし。 その 11: 姓森を目するの 他森村 右·熊左 小 諸書に見えず。また同じく書翰集に森村長に答ふるの一書あり。一第三三頁此 南 せり。 5 七 等 あ 0) 森村仲敏 されば先生の門下に森村次左衞門といへる人ありしことは明 如き是な れざも、 書翰集同上卷之二に「森長右丹州見舞に御下候云々。」の語 あり、 00 長右衙門と稱するものあるを見ず。 され 森村伯仁あり、 ばこうに森長右と稱 左 なごう對談 恐らくは大洲 十郎右あり、 講 智能 の士ならん。 するものは或 御 加太夫あり、 體認 當時往 記 せりつ 可為一大幸一候。」との されご此 は森村長の略 々姓 然れごも此 名を あ 50 秘錄。溫 かにし 書 加藤 せ

287

fire

を許 \$7. 位 小人以即 70 下、 -7 . -5 今何 13 かに 精確なる傳 0) 111 小 ごす Al. 大 さも定 人に似 川谷 tr: れば们 1i itis i 1: 1) iiL 8) 75 1: 1) 難 To \$2 - . ) 得 1 6 50 恢 古 る能 仲敏 -5. 伯仁ご仲敏 iiii 13 また遺 は 3 1, 1-2. は 1 松 遺 3 兄 村 なっ 湯 数 4/2 小 逍 30) U) 本 水 20 饭 1-13 [别 3 称 森 柄 多 なす 係 朴 1 7. 木十 1b 伯 11/1 J) とも 0 仁 敏 Ш いて之を考 1, 191 100 せる せ (= 75 1 俊 シン・ べき 3711 い ふるに 7) 1) とな かっ 70 カッ 0 之を要する 图 間 から 岩 111 111 -37 しこ 正 11. 17, 小 1 ば (1) 1= 称 (-文字 に森村子 森村 森 toj-木十 小 (-小 行 11 より (= 信 1-作 作 111 0) 2][ T tr 12 想 小左 1-3 13 像する どころ か 13. 信 1. T 1" は資 ことと かりか ŧ, 小 12

を資源を に対す 0 大洲 豫 分 家 24 み御替地代官たり西秘鉄十郎右衛門に作る 史談 ならん 後者は違 19 かっ 代官たり。 jtj 0 第 南 20 \f 0) 件に 源 ろつ 透氏 T 溫故 の家 免役 は 報 集 1-となり 1 して、 C 據 T 3 方 12 に前 三百百 0 0 加 Hi. 名 < 十石を 然るに は Li 如药 () 子 森村 食 此 וונל J) 右 弘 家 NI 家 徐广 水 111 は 0 1 扩 1 元 を勤 車下 至 和 b あ () 11 74 む 8 红 恣 一は の)支 は 公 森 (1) 配 食 森 朴 帳 13 加 小 右 1 10 太 憤 見 兵 德 え り去 德扩 11 5) 同 h 家 -1-或 T 即 1-福 12 1. 衙門 影 知 th 右 書稿任公 朽木侯 衙門 二百

るを得べく、後者は後記温故 ば左の 者按するに森村 太大に御言 如 L 傳 江江 郎 といへるもの 右 16 集の 太 兵 末尾に明 德了 0) か 州 3 人が HL せる 此 先 11: 0 にて詳 人恐らくは U) 門人たりしことは、 かなり。 十郎右の卑族ならんか。今試に Ilij して森村伯 前 者 遺 仁に與 教本に ふる書通 その名の その略系を示せ 十、第 存す 三二頁 る 1-知

森。森 赤的粉 7/10 大。 1 兵の 朴 徐行 11: 木十 (-111 闘す 郎 方 衞 る 門に 研 加10-1-0 究資 太の郎の 關する 夫o右o 料 德了 1110 00 加 右 衙門

御

供

衆

(寫本)

中。

8

0 ほり

(右慶長中

〇元和四年御家中 文 門已 0)

三百五十石

森

村

加

右

衞

門

大洲秘錄四 元和 町奉行の

森村嘉右衛門

寬永 森村十郎右衛門

〇溫放集卷之二

命終りた

ごも不いいい 森村十郎左衛門五十石 老年病氣及,大切,候節、 若命終るとも跡式の事少しも氣遣あるべからずと、 上下か煙て膝に置漸と御請申上、 扨加右エ門忌明たる後家督三百石ニ被,仰付,候へバ加右衛門申候は私身分ニ取候てハ大祿過分の至兎角申上候儀も無,御座,候。 嫡子森村加右エ門な呼寄段々御懇意之趣能々汝君恩を忘れざれて感涙を流し其 爲,御見舞,圓明公方御使者加藤藏人殿被」遣候處、此時御意の御口上これ いさ念頃なる御意共之。 十郎左衛門至て難、有奉、存抱キ起されて上下を着用せんさすれ 隨分心長く保養すべ 後一兩日を經て終

**承候一、** 公御意にハ し亡父十郎左エ門病中藏人殿為,御使,段々御懇之御意の上致,落命,候其跡の氣遣申間敷由被,仰聞 へ出られ 心外 末々迄 御家老職相勤享保之比迄森村勘右上門ご云て家老職を務め丹波國に住すご云。 (1) 跡式の義氣遺不」中様にさこそ中渡つれ、 事へと度々御中有しさいふ。 御恩忘中間敷やうにさ異々申殘候っ 只今跡式五十石滅候段に父へ對し何分にも御請申上がたきよし願申二付達,御聽,候所、 知行へすまじさこの約束の夢にもせずこの御意に依て御家を立退きして之。 扨藏人殿後々まで其時我も一所に可」立退 一候趣、 亡父私を呼びよせて右御懇意之段能 事成しに其氣 水の家 圓明

常憲氏現在京都府立に調査を依頼したるに左の返書を得たり。 Z's -31 し朽木家とい ふは 福 知 山 藩 0) 事な 50 編 者嘗て加藤主任を介して京都府立福知山中學校長

森村勘左衙門氏。

編 村 が投す 木植綱侯ニ仕フ。 るに元文武艦二 - 仰付一又七十石增加 山垣 11/1 百石物 一故アリテ(ソノ故不詳)小姓頭御赦免格式 朽木土佐守玄綱の III 御 水 次寺社 奉行 被 一仰付 條に森村勘 一次二常智院様編者云續藩翰譜當智院 八御番相勤候樣二被,仰付,遠近御使者役寬保二年五十四歲病死。 左衞門あ 50 當さに此の人なるべし。 御代御小姓頭被 仰付一享保十三年江 今試みに勘

[11] 弟 -j. Ni 们 沈 K 傳

左衙門 から Ti. 1-1ide 江. で変 せる電保二年 より道算すれば元祿二年の出生となるを以 て問左衛門は恐らくは וול

森村太兵衛 に関する 右

衙門

0

または

採

1

温

る人

なる

州 (11) 松卻 11: 沿 御 供之次第(寫本)の中

附記 秘錄四 四局 御替地上御屋舖 10 111 松 引星 1: 代官附之條 11: 沙 11:1 (2) 1) 11 13: かるい 7111 用福 公 興幕命に依り行て TE. かすっ 時に寛永 七年なり [ii] 412

村 兵 德

溫放集 卷之二

作右衛門 取 高合勺才の相違方, 之再三吟味被 森村太兵衛百行替地代官, 来淡 一意には勘定は元より 戏 上の 被仰 殿思ひながら右の 記述 上一候 に依 八川 11 が通 りて十郎右衞門・太兵衞の 彻 作りものなり、 [11] 「花被 心なく終に御暇な被い遺候。 稱何人に相 被致彼 仰上 相勤 化 合も不思議不」合も不思 111 130 其何 3 當する ば公御機嫌損じ、王 12 しに以 分合不少中 かっ 31-勘定 は終に知悉するを得ざるなり。今左に年譜その 7 依之法 雨氏については略々知るを得たれざも、その 被致候處如 間明公の御計ひ諸人の不」及事ご申 議也ご其分にて相濟候、 陽明 北に 流の勘定は聞きたくもなし、 大橋 for T 被致候哉o 11= Xi 衛門 胜之 合勺 進申 1115 も相 .1: た致。相違一候。 ろつ 済安心しけ 3) 暇か遺はし候 へりの此森村は藤村 作 右衙門 たの 其前方某さ六人八名不 MIL 心 此度森村 へき仰川け 道 多人 御 先生 他 King . 太兵衛の に題は 候 書前集に類 0 7.0 起、 御門 作右衛門色々 知 即明公 勘定山此 人なりまる し是り勘定 to たる はれ から

たる伯仁さ仲敏ご

蹟を列撃して参考となす。

壬午(寬永十九年)の また送行文两成多(正保 专 子(寛永十九年)の條に森村子遊原之門用方於心學可。年子舊馬。今適方論講終。着。從文之命。歸省といひ、無間暇以其志篤故來訪手予草廬。といひ、川川剛著年譜には此年を以て來學すとなせり。文集四途行文文集二送行の文记》(寛永十六年)の條に森村子志於道。而好學。不過,已而于。貧仕。東奔西走。猶未,有所得。而 0) に似たり。 また同年の送行文に森村子會同志于講論、者。有軍手養実。雖如正米問。用交合、面歸者。こい多(正保三年)を見るさきは、その交學を含すことを好まざるを以て合に從はずして來學せる 三年

J) 50 は捷徑 1 1 年及こり 1> 想年 5 n 先 T H)] 生 曆 Ш 元 田・森村二子の為に小醫南針・神方奇術の二書を撰 年出 版 せら れた 50 べせりつ 小醫 南 針

12 とし 九大文字は質に森村子の て絶えず、この間 依 13 一森村小 、豫史談會西園寺源透氏は多大の援助を興へられたり。 為に發 快 iE 二年を飲 保 元 せら SE. 1 n 12 0 通あるのみなるも らるから るも 0) 其他 なりの 知止歌 以てその 0 如 伯仁 き日 は 如 何 用工程の 寬永二十年 に修養 如 き後世 深 b カコ りし 慶 の學者 安 元 かを察すべ 年 から 尤も 至 る 重要視 まっで 陸

### 1 | 1 村 子

本項が卵するに丁り

伊

兵等の H F 中村 名散見 H せり を稱 するも たに之を討究すべし。 の後 記中村 所左衛門 0 外 に重兵衛・重 節 ·重·叔實·叔 貫·十 兵衞·又右·又之丞·重左·

には 領 a) 0) い記載 地 りて原 文集二己卯(寛永 重兵衛 馆 1: 1,0 に載す 水 III 例 そい IC によりて己 九 本 3 111] どころの叔貫とは恐らくは別人なるべし。 0) 名を姓 十六年)歳旦の詩の次に送中村子の詩 條 稿 集 下に「中村叔貴來りて始て業を受く。」とあ 卯の年なることを知る。 1: も同様の記事あ させるごころより考察すれば、 ho 元來 而し 海津 て岡 高滋島貿郡縣 田氏一本の あ 重兵衞なるも 30 には中村 此の詩 n ば 寛永十六年に に「重兵衞 の葢 さい は年紀を明記 る同 L 同 名 海 地の名門ならん。 津人 送行 (字)あ せ ざ 木 の詩を受け 村惣右 h 加州 衞 門 たる重兵衞 前 るに 田 1 藩 年譜 0 舊

T

h [Yi] 作 翰 集 K 15 b il. 水 #2 編 物なごめ もまた同 は (-中村子にお I 2 U づらしく Ti < 節 1 1 < 村 3 は 重 御 n 覽候 恐 3 1-先生 5 作 7 < n 50 御體 は同 の書牘二通 認可被成候。 IIII して遺 の人なるべ あ らて、 敎 本 し。此の人、萬年本に且 には 篠原氏本題 さいへり。 右の 外尚 註 その 1-通 戸田 全書 あ 50 つその書 子 大 洲 な 前 3 本 0 答中 中一个度戶田 3 通 0) 3 は 村 新 同 重 谷 じく 3 0) すべ な 子 へお て重 な <

291

ば戸田 6 與 加藤 Si -5-75 1-上任 泛 12 比す E 75 沈 ~ 行 < 先生 果系 3 约 あ (1) 6 Ti よ ず。 節 5 T 1-是に 肌 修 3 在 111 75 す 文を見 りて中村 ~ L 2 0) る 子その人の 書 狀 何 18 受け n 3 造品の 流 奥な 3 Ti 如何に 75 節 哲學 は 深 的 恐 思 6 カコ りし 想を 1 13 かをト 合み 新 谷 11; また 知 U) は 說 大洲 ~ くごこ 1) 人

三、叔貫

74 85 て全書間 がた 善喻集 il: 十兵衞 此の人後 ていない」と 111 IF: 11: 編 3 汉右 红 22 水 100 (-北 至り備 华 伊豫 叔 -質さ 和 1) 翰 0) 0 本等 叔贯 前 人
さ
思
は 前 に対す ni. ごは 111 又右 へたりど見えて三輪 12 文字 3 3 云云」の 同 > 中村重 相 U く叔 近 文によりて きより T 節 で傍 1-耳 中凡 1-記 2 推敲す 相 齋の藤樹先生 Ļ る文に「 混 竹 而して年譜 せる れば恐らく 又右方の 3 全書 0 1-には 御 序文に は L F 伊豫 叔 T 同 貫 候 じく に作 0) -法 人 FI 計 なる りたれ 朴 又右を指 0) 叔貫 類 ~ は、 0) 備 4 は 3 间间 ·Is 8 何れ J. à) 0) 7; 2 1-3 3 あ 送

滿町大字勝 野 原田 知 近 IC 所藏 古寫 本 雜 記 に「藤先生之門人衆」と 題する一 條あり その 1 3

中村十兵衛 江州萬木村之住。

・村又右衛門中村十兵衛子息兩人共備前に居住。

新 六

r)ı

[11] [1] 傳 Ji. 中 朴 -1-Ję. 徜 子息 iT. 州 萬木村に 住へ他家 養子 也

非 图 X H 2 U 不 H どは 派 (後記 傳 氏 6 別 0 0) 又之永幸方資料祭 父仲 万元\* 膝 1 樹 な りつ 先 T 村 生: 2 3 [i] は 0) 更にソ 卒去 鄉 か 小 りつ 右 111 1-丁り 衙門 村 Ilii 0) 5/1 は L 路 てこ 111 權 人 **d**) ンに Ti. して今の 德川 1) 7: 60 等 å b 青柳 2 1/3 想 J. 村 と共に 像 - -木十 兵 L 大 得 衞 字 师司 1. 派 きない ALT. 义 柳 右 1: 0) 於て 以て 衙門 11 3 期 的 は 2 0) 確 前 東 理を 万木 知 伊 73 豫 3 とい 4 70 0) 3 得 1 ひしところに 部 3 2 0 思は 12 211 500 あ 3 50 > 重兵 て、 樹

Ξi.

又之示

にて備前 中に中村又之丞の名あり。 叔 中村又之水一に亦之允に作る。 等數氏と に事へ貞享元年二月學校奉行となり、 共に祠 堂に於て期の喪をなさんとせることあり。 慕賢錄 江西東万木村の人なり。藤樹先生行狀聞傳に先生の歿せられたる時、 に中村又之允食祿二百石といひ、 元祿元年三月免職のことを載せたり。元祿元年は年齒まさに また備前 續蕃山考に慶安二年中村又之丞二十四歳 に於け る中川 ·加世 ・中村三人の勤 中川

谷川女トに送れる書状

六十三なりとす。

得,幸便,捧恩扎,候。 禁中様御扇御口爲口仕候。にがく一布儀。奉」存候。嘸京わらん、之愁傷たるべきで奉」察候。 其許爛~御無事之段承及珍重存候。此方□公儀も無,異儀,候可,御心易,候。

遺・候。定而病症御聞不」被」成事ハ有"御座,間布ニ」終煩さも不」煩共爰元へ。被"仰聞、事、情ノうすき様ニ奉」存候。 猶遠郷候へバー日~~ノ×上り可」中で存候。 其後×罷下り候事も先相延遺候。□□もの病症是非ヲ聞不」申候はゞ下り申まじくさ存候。煩之樣子御報ニ」具可」被"仰 元八御よび上せ京にてノ養生事一と奉」存候。貴様なも左様に可」被,仰遣 急成病でも見へ不、申候故、尤五七日以前ニ治兵衛サ見廻ニ遣候。當月末」はもごり可、申候間様子次第二て病體おもくきこへ申候はど、見廻 取しめ養生仕候様に奉い頼候。はや二つき三つき永々布煩故次第二老人之事二候へば、おさろへ可」参さ存候。我等も見廻二上り申度候へごも 兵衛など療治の分とてい却而そこないでも成可」中で存候。其上藥相當不」仕永々相煩申候而次第におもり候はゞ如何で存候。少もく一急其 郷父去ル七月糖氣にて糖ハ落候へごも其後腹はり腰痛候てさして快氣も不」仕へんく一さ相煩申候。千萬氣遣 存事 一候。貴様ハ八月江 御下候儀で□□□様子御らん可」被、為ご奉、存候。万木占も申來候へごも病体詳Nれは不、申候故きくまほしく存候。兎魚万木にて八郎右·傳 ノ様子明まほしき外にて無い元、奉、存候。 一御よびのぼせ上手ノ醫ニも御かけ被口はりなごをもたて色々口さ

、熊澤殿も當月初に有馬へ湯治めされ少相當仕候様ニ承候。

恐惶謹言。

中

村

又

丞

花押

九月廿三日

谷川玄ト様

尚々歸父煩候樣不御 し、他より中來候へ難病之樣。承候故氣遺仕候。急々先御よびのぼせ其元にて御相談取しめ養生仕候樣。奉」賴候。此狀万木 宜奉、順候。以上。 間被 ル成候通 御報二可 一般 - 仰下 ,候。十兵衛方よりハ我等共ニ氣遣させ申まじきで存候故、 便ごさに能 御

(山本源內氏保管書翰)

111

弟子

MF.

IT.

究者傳

四九

に熊澤 に在 な名へ得 どころ 組 抜す の八郎右 4 子有馬湯治の事をいへ べく 3 3 111 禁中 こけん 4 1 U) 御崩 尚 1-111 杏 iff 仲質 せたた 御どいへるは恐らくは 備 60 即 13 削 もの ち 任 季誠氏 茶山 1F 1 1 3 (四) して、 0) O) 中村又之永 Ш 父にして、傅兵衙 水心の を去りしは明暦三年なれ 後光明天皇の御大喪を指せるべ 深き躍如ごし が江州万木の 二十第四四頁<del>至</del>照 第四項並本全集寄之 111 机 に起臥 ば又之水が此 1: に顕 せ 13 な父の ごは悩 3 1 病就 0) を見 Ш 普通 傳兵 3 Ti 沙 德方 き川 13 言の 5) 事なりつ を聞き、 8) 1 Hj 1 1 末尾 京 3 15

3 FI かっ 5 ·村 事に候。」といへることあり。また兵あり 本に 全集卷之二十「與谷川氏二書に「或人御志立候由奇特三存候」とい 同上卷之二十「答。個叔二書に「覺右 重左に作れり。また同上卷之十八一 答山 3 御相 件て書籍を戒め 111 談会会の高ありの 権二書中に一御推量 1, れたること雑著に見えたり。 0) 覺者については大洲秘録 へる或人の文字を遺教 如く中 村重三家令炎上候 鄉以 水 に十左 11 1-Hi 书小 に作 1 b

重左。兵。

中村與兵衞———中村長右衞門——中村覺右衞門正辰中村與兵衞———中村長右衞門———中村太郎右衞門正貞

實養子河越氏男,泰興公御代被,召出,新知百五十石、七十六歲。

5 恐らくは此の人ならん。 因みに長 右 衙門は先生の 致仕書の 副 書に連記 せる人なるべし。

3

# 三。小川覺並仙

百 1= る 入りて Ti 小川 さころなし 十石 覺は 小川 研 给 豫州の人寛永十三年近江 與 息 按するに是等諸書の成 -1. らずの弟 3 あ り。覺兄弟或はその子孫なら 111 亦大洲時代より親次の n 來りて る時 FIL 小川氏既に大洲を去りて久しきを經たるものには を問 門人たり。按するに元 んかっ أر 是より先、 大洲秘錄 加 先生 縣家臣餘 和 14 大洲 华 1-等 年 在 三月 (1) b 諸吉小川 T 學を講 Fi. H 0) 几 御 す。 に関 家中 あらざる 3 や見その 支配 1. て鉄 帳 かっ HE

# (附) 赤穗義士木村岡右衛門貞行並吉田忠左衛門

力なる資料か示されたる同氏に對し厚く感謝の意を表す。 たの一篇は西村豐氏の王學會に於ける講話作記《明善社發行王學雜誌第三卷第三號》や骨子とし附するに私見を以てしたるものなり。

助編 游軒に於て王學を以て一時子弟か瀟陶したることあるを以て、小川某にして若し藤樹の門下にあらざれば或は蓄山の學徒にして之を貞行子に傳 據りて王學を監信せりさなせり。西村豐氏は自ら説を爲して曰く、木村岡右衛門貞行の師事したりさいふ小川某は恐らくは藤樹全書 を二つの方面より観察したり。 れば木村氏の仕へたる赤穂では近藩なるを以て木村氏に道を傳へたるもの若し小川覺兄弟にあらざれば或は後者玄朴ならんか。西村氏はまた之 的に事へたることなしともいふべからず。また谷川寅は嘗て小川玄朴と稱したることあり。 門に低すべし。 へたるものなるべしさ。その小川菜を以て蕃山の學徒に擬するが如きは俄に首背すべからずさいへごも、 へりつ に載するでころの小川菜なるべして。編者按するに豫州小川覺兄弟は其の消息査さして知るを得ざれごも或は他の多くの門人で等しく備 **縄軸にかかる深秘健底錄に「木村岡右衛門は小川某につきて酷だ明人王守仁の學を好めり。」さ記し、又佩弦齋維著四十七士傳もこの説に** 二は細井廣澤は肥後の王學者北島雪山の門人にして義士で親交厚かりした以て往來の際自然でその學風を傳 一は門下の巨擘にして備前に事へ偉功を奏したる熊澤蕃山は寛文年中明石侯松平目向守の聘に應じて其の地の息 玄朴は松平石見守並その宗家備前光政侯に筮仕した 蕃山の影響を考慮の中に加 へたるものなるべし へたるは傾 (志村已之

14 村氏以尚 水 穂加里町三木獺次郎氏の秘藏に係る木村貞行の書簡一通を掲げたり。左に之を摘録すべし。

く候へごら御取込之節御披見も如何で存じ餘事申殘し候。恐惶謹言。 石にくだかれ骸か市外に引きさらされ候さも、此一儀をすて別路に走申すべきこさは日本大小神祗冥罸は不」存候へごも、父母存命 移候故、 人にも任せがたく少しは不」傾儀共も御座候。此段は天道を證據人で存置候。此上隨分無..油斷.何れも詮議可」任奉」存候。委曲御意を得 略……殊に御同道之御方も御座候由一入珍重至極に存候。 利もす 1) 11 れは間思雑慮の大持病再發意念そびき出し慎獨の工夫も實ならず是れ偏に其志不、立故さ口惜次第に奉、存候。 何与寄合片言唱をも任合、其上先生へ折々得 |御意|申候。 私共も貴様御下向之後は如」形取失可」申かさこれのみ無。心元 今來少しはすいみ申樣に御座候へごも御存知の如く染習昏迷不」 一奉」存候所 たさへ骨を鐵 の内は

十一月十九日

古忠左衛門殿

侍 史

門弟子並研究者傳

IL

木村

岡右

衛門

花押

門さいへるは吉田忠左衛門派売の事なり。 扇面が掲げたり。 編者之か特蔵するに、全篙の骨手たる憧獨の工夫は致良知の三字で同じく實に藤樹學の根本思想にしてその他間思雑慮さいひ、染智昏迷さい 意念さいび、 別路に走るさいい 何れも斯學の常套語にしてその執筆者たる貞行氏が江西の學徒にるここは疑ふべかにする されば頻売もまた王學系統に属する人なるべし。西村氏はまた三木氏の珍職せる吉田氏の真筆 宛名の吉思左衛

忽 是 12 1. 11/1 11/1 届 ]] E CE BA M 祭人 义 H 是 大印度 虚心雨 洪 月 THE 图。 が同り

三文字の出入あるのみ。 此の詩は「いさぎょき月にかかれるむら霊も舞るればもさの潔き月。」さいふ歌で同じく先生の首尾吟にして人口に膾炙するさころなり。唯二

素行の教育に基づくここは勿論なりこいへごも、また江西學の影響鮮少ならざるを知るべきなり。 某を斥せるものさなすべきなり。隨つて二氏は同門の土たることも髣髴さして想像し得べきなり。之を要するに赤穂四十七士の忠魂義魄は山 網者は之か以て貞行氏の師事せる第三者が斥すものさなすなり。されば深秘筐底錄の記事にして正確なるものさせば、先生の二字は明かに小川 按するに西村氏は貞行氏の書館中に見ゆる先生の文字を以て青田氏に對する尊稱さなせども編者は精讀してその考察の誤なきかを疑ふ。 乃亏

# 二四、垂 井 子

洲 あるを遺数本に一權左・九石一に作れ の士なるを以て考ふれば垂井子もまた恐らくは大洲侯の臣ならんか。 TE 井子はその郷貫詳かならざれざも本全集卷之十八に丁亥秋の一通あり。 り。權左は中川 派叔 に して九右は山田權の事なり。而して二子さもに大 加藤家臣録享下に、 發端の語に「彼人の物語云云。」と

**垂井兵左衛門昌次四男** 

垂井五右衞門昌春

### 百石

圓明院樣御代父兵左衛門家督三百石之内二百石市助に被"下置、百石五右衛門に分知被"仰付,候

、百石

英久院標御代家督無相違,被,下器,候

垂井傳右衞門昌廣

せら さ見 れたりつ V.V 松下氏聞見錄 以此此 0) 中の 一人には に幸井氏に作れ 非さる か・ 0 るは恐らくは誤なら また前 記 兵左 衞門は元 和四 成年年三月五日御家中支配帳に

# 五、谷勘兵

なる そこつに 傳放 0) b 兵衙と御 けら るは谷川の略書なることをも想像 書に谷川氏の文字見えず。 本全 孫族 8 n 华 和談随 もと大洲に事へたりしを、故ありて御暇を賜はりしものゝ如し。 御 卷之二十 與一谷川氏二書あり。 勘兵 一馬氏所臓に係る。 懇な 介衙 る首尾 御 分被人一御精心術之御取入可被 「暇之義被」中上一御意違に被」思召」段尊書之趣一一御尤に奉」存候。私御理申上候處きこし にて御暇被 暫く疑を存す。 而して此 下候旨、私 し得らるべし。 書は 此の書藤樹先生真蹟斷片谷勘兵の宛名あり。 和翰本・中村本等すべて與一谷 一人か様なる大幸に奉」存候。」と云へるによりて考ふるに 成 候」といひ、 同上卷之十八一與森村伯仁二 また同じく「答作右 川氏」とせる 然れざも加藤家臣録 の書中に「先書に 書」中に「新兵・善兵なぎ もい 會津北鄉藤樹先生學 なれば、 並 その谷 大洲秘 も如 勘兵衞 申 め 派 Z

### 六、田 邊 子

すべ に大洲秘録 き得て除 小 ことを知 きこごを懇か 全集卷之十八二、正 結ばく、 3 三に百 べし せり 五十石作庵あ 一は病 此 0 人何 是に山 紙 保 川後に 乙 國 50 りて之を觀 の人なるや詳ならざれざも、 年. つき湯樂 また加藤家臣録享下に、 ·春及 び冬に田 0) るときは、 みにては験氣あ 邊子に送 田邊子風に先生の門に入り、 n 大洲 3 るさじきごて、 先生の 藩元和四 書簡二通 戊午 自 年三月 あ 反 慎獨 り。一は善惡の歸 相當 を 五 修養 屬 日 0) 2 を積 御 七 家 情 H 8 0 支 2 滯 性 配 0 3 帳 退治 士 を説 並 な

### 一、百石

門弟子並研究者傳

田邊作庵六男

田邊彌七秀澄

五三

圓明院樣御代兒小姓に被 || 召出 | 元服後新知被 仰付 | 候。

從

一子實口過仁右衛門相秀次

H

邊

州之右衛門

秀祗

### 一、百石石

英久院樣(泰恒)御代家督拜領

[11] 等の記 さる 和秀の事にして、 5 事あ その藤石ごいへるは 50 田邊なる 水條 50) にいふどころの田 政 旣記 は 大洲の士にはあらざりしか。本全集卷之十八「答清 瀧野藤右 邊氏その人には 衞門の 事なるべく、 あらざるか。

暫く 仁右さいへるは 臆説を識 前記 水子二書 加 縣家 して後考を俟 臣錄 に「仁右・藤 0 H 邊仁 石 右衛 Zi Zi

### 十、瀧

家中支配帳に「三百石瀧武左衞門」「百五十石瀧市右衞門」の二人あり。 また「今程權左在宅に候條日々御 本全集卷之二十に正保二乙酉年與流 日々台講せらるこことなるべしと云ひ送られたる瀧氏は、 一會講と分。推察一候。」といへ 一通ありて、「今はご心學に御 0 その大洲人た 恐らくはまた大洲の 志御 参考すべし。 座候 る中川謙 旨作一御 士なるべ 光一威入中候。」といひ、 叔か 目上在宅せるや以 し。元和 114

# 二八、盲人博市

人博市 0) 人々に は伊豫の人なり。 ついて質すも更に傳ふるところなし。 藤樹 先生行狀 開 傳 に詳 かっ なう。 6 て見るべし。今松山 iji 西園寺源透氏並

(附) 藤樹先生の豫州に及ばせる影響に就いて

老たり。中川・國領・吉田の諸氏は、 然さして楽り學ぶもの陸續さして秘えず、而して射侯之か默認し時に允許を與へられたることもありたり。 省公 下競うて先生な思蘇して止まざるい狀想見するに足る。 中 川貞良以下大洲藩または新谷藩の子弟にして先生に學びし者、茲に至りて三十二人、推定な含む)あり。 何れも三百石の高祿な食み櫃褒の地位にありし人々にして、また大野了佐の如きあり、 寬永十三年小川優兄弟始て笈か負うて先生な小川村に訪ひし 翻って先生に就いて之を観るに、 殊に個 H より 叔 人博市 如きあ

して行か勵むしの少からず。孝子節婦の輩出するもの實に四十餘人の多きに達 り。森村太兵衛が瑣々たる遠鎮の廉を以て御暇を賜はりしが如き明かに此の間の消息を洩せるものなりとす。 生去, 茲上。既百有餘歲。物換星移 季弘・中村和貫の三氏口希世の明君芳烈公に事へ、門下の偉人熊澤蕃山を輔けてその學ぶさころを實地に應用するを得たりさいへごも、その 祠堂を設け祭祀を解らず。 多くは依然さして郷質 ん假さず、 通者, たろりのにして、野背南針 写に歸することありさいへども容易に絶滅し去らる、ものにあらす。此の間新谷藩家老徳田彦六寄隆あり。常省先生の数を奉じて、 建たり 著籍問答:豫州子弟の墓室によりて初學の為にさて執筆せられたるものなり。捷徑醫筌六卷は有名なる低能者大野了佐の爲に編纂せられ 大洲の君臣欣然さしてその學に從ひ、弦誦の聲絕ゆるこさなく、良知の學再び盛に行はるゝに至りたり。市井の民また雄琴の説に 雄琴は王學の泰斗三輪執齋の高弟なり。乃ち師命を奉じて大洲侯に事へ、止善書院を創建 河、民部人為耳 内凡六十餘通は實に豫州子弟の教育に開するものなり。 大洲侯深く之に歸依し尊信殊に厚かりしかは、上下靡然さして之に歸向し多年薫陶せられたる良知の學風茲に一頓挫を來すに 僅かに四十一歳を以て永眠せられたるを以て、 に止り奉公の道に從 。先生之德澤。於」是乎幾絕矣。さの以て當時の事情を知るに足るべし。然りさいへごも多年培養し來れる潜勢力は、一旦 け同じく大洲 陽明の奥義を會得して能く子弟を教養せり。これさ相前後して、享保十七年に至り大洲侯聘を厚うして川田雄琴を 。流風漸衰。俗智日滋。文獻拂」地而空、 11: へりつ 田。森村二生の篤に著作 偶々先生歿して九年明曆二年に至り僧盤珪招かれて大洲に入り、寛文十二年を以て如法寺を 是等有為の子弟も玉成の機會を失しその志を爲す能はざりしなり。 先生の豫州子弟教育の為に盡せる至れり盡せりさいふべし。 。禮樂典章廢而不之講。其間譚,惟命,論,經濟,者。非,緇徒之說法。則兵家者 せら れたるものなりさす。書輸集を觀るに先生の門下に送れる書通百九 したり てして、 祠堂を築き先生の學を再 川田雄琴の止善書院記に日く、 惜しい哉o 中川謙叔 興せり。是に 助内に

足るべし。 盛か極めたるさか以て、 前既に云へるが如く、 烈 か以て父祖 30 事項につき、その理想の實現に微力を致し、 の家職な総体するの要もなく、 その學びたるさころな實地に施すの機會を失し、遺憾多かりしが、 **豫州の士にして先生の門に學びしもの少からざりしさいへごも、先生早く歿せられて玉成の機を失したるさ、** 熊澤蕃山の薦によりて備前少將光政公に事 以て藤樹學の眞價を知らしむるの端緒を啓きたるは、 幸ひ 門下 へたり。 中川謙叔・加世季弘等の秀才あり。何れ 而して豫州に在りては到底試錬の 聊大洲人士の誇 さなすに 禪學 6 旺

# 一九、横 山 子

相 を慕ふこと多年なりしを以て此 111 子の事本全集卷之二送行の 文に據るに寛永十九五年 の機會に丁り 藤樹先生 年夏疾 を小川 村に訪ふ。 に因て攝津 濡 の温 滯 三旬孝經 泉に浴 す。 0 心法を講 7 學 明し T

は 0 に得る所あ 士にはあらざりしか。 ん事を憂へ書を以て之を戒む。按するに横山子何國の人なるを詳かにせずといへごも伊豫大洲または新谷 50 別に臨み先生詩を作りて之を送る。正保四两戌年その家炎上す。先生之が為にその 水心 を失

加藤家臣録元の所載を左に掲げて参考されす。

横 111 氏

行高 不!相知

曹溪院標御代於。江州

一份二八出

一作

横 111 小 机名知不

知行百五十石

大米院樣(貞泰)御代

横山小左衛門雲名

加

要關院樣(直泰)附被"仰付」家督相續之儀於"新谷二男一定衙門三百五十石被"下置 候

小左衛門嫡子

横山佐京衛門正

小左衛門儀新谷主被」遺佐右衛門儀大洲"殺。差殘。折知行首五十石被,下置,候

一、知行百五十石

どいひ、 さた加藤公御信記新谷へ引越す給人中に横山小右衛門あり。参考すべし。

本全集卷之十八。

### 三〇、浅 野

之十八正保丁亥の一通あり。郷貫事蹟今考ふべからか。 同じく本全集卷之五に忍「者簡是以道間欲之勇心云云」と題する立むり、 本全集卷之一に慎当「此是格物致知之靈福云三」の交あり。安井氏所靈心學録には此つ文を與意野子に作り、 與後野子ご識せりのまた、本全集卷

三、赤 羽 子



門弟子非研究者傳第十八項參照 近江 山本源內氏保管

門弟子並研究者傳第二十二項參照 一同 于



(据大正八年十月發行雜誌陽明學第百二十八號) (會津學派所傳 門弟子並研究者傳第二十五項參照 東京 故齋藤 馬氏藏

谷勘兵に與へられたる藤樹先生真筆書状



道

歌

註

岡 田

仲

質

書

狀

門弟子並研究者傳第四十二項參照

(管保氏內源本山 江近)



(藏氏藏代喜川小 員委)





江 近) (管保氏內源本山

門弟子並研究者傳第五十一項參照



2 弟子詩文集 A. 1: 講終りて度反 全集卷之四、送赤羽子二書二赤羽氏、名道 不幸手足を煩 いただ に作 宽水十七 U 12 5 生のの 方法 小师 -9-りが 赤に逢ひ、 7) 1: 1-求 3 羽子道 詩を賦して志を言ふ。 先生文を作りて之を送れり。 命 に続 の註 五) て先 50 生の 春 日氏 門に 本 寬永二 游 質錄 3: 112 俗 十年 赤羽子鄉貫詳 名道 年 春 企 (a) 1/3 bo に作 庸 嘗 to of 5 講 かならざれざも、 て孝 同上卷之四 朋 L 經 て未だ年なら 筵の 末に侍 加

一十一行

縣家臣錄

にた

の文あ

りし

祭者さして之を掲ぐ。

生國不, 并亦羽村下中所之地頭三面御座候由

曹溪院樣御代被"召出,候 其外之義,不分明御座候

五十石

家督以後十石御加增被"下置,候へ共何レ之御代ニ而御座候哉不"相知

候

左衛門養子

赤

羽

金

左

衞

門

赤羽覺內

# 三、中西常慶

助, に 真 日 家筋 郎 1 [1]] 快 立) 1 3 江 1) 10 T. 1/Lj 11 1) 常慶 細 [2][3] 32 ILLE 新 ひ、 11 11 の後 通 此 而今 一西子選不吾部遠原輔仁之訪。不佞雖不能 2 かなり。就て見るべし。 家も 秱 改名 孫右 まで外宮奉 將歸云云」とい 区间 せりつ 宮福 111 行 现 家世 で末礼 戸主を健 冝の 沪 献 又正保 々今の三重縣 家 八乙亥年 な 0) 视部 りし 二乙酉年夏鄉 とい に就職 十二月二十三日 が分家 30 字 せり。 東京府北豐島 山 1-7 田 成 歸らん 市 平 上岩淵 同 師 真美。而喜。益 卒す。 四 職 年神 とす 3 町 郡 な 松 宮改正 高 20 木 h P 學 田 1 L 町一六〇〇番地 坊 あり。 友之奇遇。而 3 光生文 0) 0 後は な 慕 ho 地 中 神 西 を作りて之を送れ 1 その 宮 太夫と稱す 常慶寬永二十年江 相 主典拜 與講習討 に住す。 碗 あ 30 命 3 論。以得 2 後 ż 50 公商產 0 0 子 卽 西 摩 2 5 1--Fa 常光 勵之 0 この 孫太 來 文 h

略系

榛 湖先生全集 卷之四

〇戊元 弘、 榆垣三 ·平右衛門 70] 1150 113 常 慶の 保 信 十二月二十三日卒 孫右衛門 元祿八乙亥 後權 中西十郎左衛門開軍軍 爾宜 SE 常 光 常 春能 た 利兵 循 113 堯 常 平石衛門 泰

全

常 健 當代健

(原據) 三重縣內務 部並末裔健一氏

常

光

常

朝

常

與

常

偷

常

定

常

延

光

13

### (叁考資料)

五十嵐養安の會津同志に與 ふる書に日

類文集上卷八丁) 被學候節、 0) 謂"山田諸君,日、 **貸信する所、京師は帝徳によりて** 山田は宗廟のある所、 御當地御回學中、 先々常々此道興起あらん事を欲し給ひしさ也。是以これをおもふに、山田は葦原 千里民の止る所、 去年以來別而御進徳之趣、田舎に於て令,承知、何等之御大幸でや、 武江は大樹の威によりて諸民の集る所、道なくて不い叶處にて候。 珍重化 なっ () 其故以昔中四氏江四に 神徳の根本こして万民 (五十嵐養 此先生語

### T 人 素 績 附 研究者三宅石花

得共 一共岡山公御在世の時より相互に疎遠成事兼て及、承申候、最早疾に被、致、死去、候。其門人米屋作衞で申仁有之素績姓を上月といひ素跡・素蹟义は素領に作る。二見直養先生芳翰集卷上に曰く「素領事先師之門人にて候 事先師之門人にて候

思には肌 候我等 また難波 大儒にて 被 111 0) 通 何 只今も 候 懇意にて候 も有之候得 见成 于 不合學の Ti 入去々年 論 外にて候と答申 に放 117 FAL 月 六會関かは翁問答會 書下に「此人先師 1 3 宝宝。」(二十丁)とい 去年大 忠藏 候 共 此 、門人は 門 人 1= 坂にて町屋敷を 基 候へき。又素翁 一輪子之誘に 右 碩 作 の言三輪氏 衞 0 有之候 學と不一云し 計。 50 殘居 て候 拜领 1 13 尚 由 は 良知 候處、三宅 湖學紀聞 近所 王子を信被、申候哉 往 て王學さ 候で ご新右門 作 土屋樣御 衞 を信 を参照すべ 學問 碩 0) 被 直直 施頂施は先打叢さありる 內近 み云 門講會 HI 養) 候 る 藤 さ相 良 を建諸生 て藤樹 を以て 源 知 助 尋 どは 談にと申は三宅 F 妇 學 岡 向にて及り承申 候得ば、是は陸子を被 違 70 10 集め 山 2 申 師道統之真をあをく此 申候。 哉 此門 حح 被 九十郎關事。 弟 右素碩 候。」(二十二丁)と。 中 + 井 候 力忠藏即を登 由 翁は奥院 如 何 由 咄 に成 ż 意 御

四 三 气 不 表

るの語いで ながずるに 馬 三宅正名、 衆皆 耽り家道な願みす。是に由て産遂に蕩盡す。 1i 1:1 善本な得て佐るに五家の 推 餘近か得 书 大阪に至る。 褐跳食以て数年 [11] 川季城 れりの 字は質父、 7 .. 推 常て藤樹先生の たり 0) 祭酒 藤樹先生文集自序の 名階籍甚弟子雲集せり。 號た石港又は萬年さい 名けて藤樹先生書簡雜著さ さなす。 か支ふべしきの 後 職るさころか以て参互考 書簡の諸家に傳ふるもの 中非 成れる年に後る、こさ二十 堅鑚止ます。 氏之を嗣ぐさ 30 石卷初 九十郎觀 乃ち家什か鬻ぎ以て舊債を償ひ餘す所敷金の 30 愈々 め程朱の學を奉じたりしが三輪執齊と交るに及び奏績 時に正徳三年冬十月にして石菴四十九歳實に三 證 往 窮するに及び兄弟相携へて江戸に至り帷を垂る、こさ数年にして石菴 瀾の兄なり。 享保 して、 々異同あり。 十五年七月二十六日歿す。 九年なりさす。 誤る者はこれ 藤樹先生歿して十八年寬文五年正月十九日を以て京師に生 得 失あり。 を除き、 門人中井甃菴等相謀り 甚しきは讀むべからざるものあるな見て、 正しきも 享年六十六。 かつ 從容さして弟 0 はこれ 信に 輪執齊の な牧めて、 0 請 門人米屋作衛に親 ひて學校を建て懐徳堂 觀 傳習錄開版 測に 間で日 分類 をなし、 同 炙して 獨 るの 芯 1) 次序 加藤 京都に臨 藤樹 さ名 少 を立 氏等 るさ

學統

樹先生 藤樹先生書簡雜 水端 米屋 作 循 見直養翁芳翰 宅石 集。 -中井誠之-先 打叢談。 E 本教育資料 中井積 儒學源流)。 佐藤坦

# 二四、井上與改

朝 12 しから 12 1-13/1 [1] 寓 意味 TE 1 () 个は 11 顶 文に 1t) 散 1: 41.4 天 佚 料 教 此 11 13 ( 先生 ( -0) 1 (1) 此 4 iil. 4 0) 天保 I. 33 -- -はこい 1: hii 1) T 大 1 13 41: 例 部分 110 13 11 13 块 谷 大 11 沙 It 七 尚 振行 1: 12 カジ 0) 近 ナシ 11: 停 6.7 改 院 罪 1 . . 0) 省 1 存 1 Fin 13 末 母初 採 愚人 13 打 りつ 店 护 ( -C 松 山台 1: 15 1: 顶 大小 家 ili iI. 1) 改の 和 1," THI 11: 13 知 \_\_\_ 1-1 illi 2 111 信 來 Wi 原 雜 -1: b 消 14: 限 此 1-物 11: 浙 [1] 13 刀 [11] 11 1. . . 11)] 7. 劍 U) 1/2 13! 井 1/1 ') 档 友 公司 1: 文 來心 船 俊 1: 排 水 - 0 - [ -1; え) 1:1 小 =5: 郎 14 11: 郎 1 1:4 前长 粉花 3/10 几 IC: 413 11 t 1= 1-(1) 木村 iil. ti 被 浦 保 朴 100 15-绿 11 松 13 礼 11 1 1-6 75 3 143 3 ごう 得 依 伯 此 12 知 7: U) 1) 111 1) 1

### 井上真改

起

せる

もの

な

300

左

1-

之を

轉載

すべ

### 依知川朝陽

1) 11 大阪に取 技 友たりの音 今批 大に進 11: 居を大 計つ 1-130 西 谷 4, 改以所 111 粒 7] FIZ 10 H 肥 -5 12 11 1 人坊 3 非行 11: 30 旅 役 子は りとな 1 nip 福川 旭 な施 ニト して () H 111 THE STATE OF 刀工なり hi 候 () 训二 1 () do 批 技 =: て三刀 3: 111 TT 1. 振に、菊 鎮 -7 麒 11 すっ 1) 刀を業 與此 10 thi 父二 70 11 して國 iil3 公文 父 6) C 47 C. 75 13 して十六葉 14 100 一字な以てする () えいいつ 100 Fil 守院 招 156 泉 當時 7.3 Ti ij: 1.0 禁健仁飲 さ井 何 南の 例 飲 () L'i 11: 71 T. 肥富 小 2/) 20 電流が 混し之か K 父 1. 11: 30 U 主 北にて 右に出づる者なし。 4 11/1 久百 則場 館崎 外 70 けけ ふつへ 改むる敢て 遅びて 3, 藤原 4) Mis. 51 東 此 7,00 水 氏 H.J: 1,51 35 [2] を研 ご約 7] 真 牖 C = +3 14 瓜 振 稱 Tink 23) II. 7 ,0 L 共に不 12 诗 打ち 人呼 非らざるこさ 11: ---11 業な 和 住 T Fire んで大阪 泉 職 ins () 修 道 1.1: なりつ 太刀さ名 . 人の 2) 3 家 ·L' 字 () JE. 弟 語で川 110 7: iil. バラ 111-づけ、 銀二 如子 70 呼んで初 稱 後世之た ふるに た我だ か 40 115 1) 永く でて京都 111 1] 南 代回 7. るなりつ 1 孫に傳 亦稱 代國 被殺 机 Ü 防治 Me. 九大 Tiji! ľį () 明 100 4, 近世 來銷 11: 稱 和 100 かり 家我 0 0 1) 泉 第 して非 4 から 後二 といっち 栩 1] 15 -10 () 17 0 上真 Si. 名工さな 熊 術 りいい i F 700 Titt 水 13: 1-7:00 20

後其子孫 より 7. 27 '5 700 Ul . 4 7 作 北 ルに 亦 3 11: 明二金屯 第二江 H1 1 14 11 1 . 11 料 (i 31= 火儿 1, ·Ľ. 沅 [hij 111 棟 11 1: 1, 打造! 7 様に思し di 10 ₹, 7 5) 美; H.J. 新言 火 71 +1 小兴 -1-5, 11 た 子系 地里 4 江江 , L.T. 別だ ( .. ) 4.5 THE 红 7 此人 12 i, 職 6 ) 1.1. 7 .. . 12 111 H 16 1 11 るに 化北 ( ) 採 道章な 115 非 1: 3 () 批发 新 40 11 水. 7 11 大 はたべ ₹, ( ) 4-117 7 .. ハミしたろ な人に示 1.3: 北 1,10 61 從 3% た。 -5 100 打 3,8 211: 15; 1 1: 111: 6] 2-2 故 111 1/20 0 3. IJ 3} 家に 列 70 111 4 3) -5 1) 你二 所 悉く 府 M 7. 所に

Fill IIII U 深 th \$1 134 树 人 なり 於 U 陌 33 17 州 小 111 4.1 3 61 4/2 たの 17 11 1111 173 lin j fi's 11 furar. 松水 1:14 仲(竹) 氏び先生の 一直 6)

他何ろさい 2.4 ... 飲火書に巧なり。 真は赤穗義士場部安兵衛武府と親し、 家二日ろ く、一近世致治は刀の ルルキだび能 100 常されいい 切けかりこ E. C. 造場ありつ 久事で藤樹 本此 さいひ鋭にほびにあらばる、成べし。真改云きたひは知なり。にへにほひは仁なり。きれは勇なり。 一次カナイ 土なる故に古主より知行をたまはり鍛冶は物すきにてうつこさなれば、 清神 爱丁 0) いうしなび、 べしとすっ ざるは石のかたさがこさくにて却つてきれず、 為に大小二川か作れり。 武府討人當時佩ぶる所の刀は即ち國真の作なりと云ふ。 寬久十二 併は刀の利を亡す事出來の、 年病んで大阪に死せり。 其蕃山さ相知りしば即ち此時にして所 是鍛冶さ研さの 柔過剛すくなきいほれをすらず。 罪のみにあらず、 蓋し真改父子は葬常の工匠に非らざりしが如し。 間同門同學の友だり。互に相推 古作の法を守るものない。」さい 武 士の道を失てなさしむるもの 剛柔かれて精 作は知仁勇の三 Ú せりつ

自改の素は大阪 市天王寺區上 一寺町淨 土宗重顯寺内にありさの事末裔井上俊次郎氏報さして前記朝陽 氏 の文別 項に

# 三五、石川常安並同吉左衞門

編 系統を Him 12.00 师學 は以 filli たせりつ 竹垣 信 何 H なり 小 U) より 111 修好研 引け ·武藏 於て H 德 133 之心 まった 111 t 111 13 等 Ti 1, 12 11)] 畏友加 もつつ 完 傳派 13 1-學は否が藤樹 0) Ill 何席 学山 70 المالة H 資料 なるこごを確信 (19 13 -16 7 利的 の學問 るも Jil. 1-111 を得、 TI 士道 兀 定 に於て 三郎 0) は 47 ず。只 に脈 13 なることを論 []]] 先生に淵源 义 縣 治 [初] IC に得 六熊本 쇄 胎 叨 174 北 せる JII 十五 するに至り、 の遺書によりて威奮與起せるものにして江西學 島雪山 すこ 侯 bo 中學校 年五月 爾 3 せることは天下の知るところなり。 家文庫 述 を學げてその代表 本章を草するに至りた なら せ ho 長野田寛氏の「 0 大正 んか 雜 0 記錄 偶 といへ 九年 一熊本市に上妻博之といへ 陽明」(失阪陽明) 誌上に於て雪山 To 讀み種 十月肥後藩之陽明學 るに疑々起し、爾來專心研究に從事し、 肥後の學風」と題せる講演中に於て 者となすの 々推 るは 敲 0) 2 に上妻氏教示の賜 結果肥後 つ戦 獨り肥後に於ける陽 虾 る篤學の と題 井 り) 派 1-する 易 ど何等 派の王學系統 博 明 士 小 學 は 南 # その 73 もまた藤 0 子 bo b 調 肥後 明 係 著 終に山 學に關 は雪山 陽 大 73 行 樹 E きも 0 明 先生の 陽 せ 學 五 bo 明學 崎貞 年五 派 0) 0 書 3 0 7

ti ]11 · Six iil. 銀 11 111 常安沂 II 岐 一浪人に而中江藤樹之門人に有之云云。」 2 いへ bo 常安子なし。 吉左 衞 門 如

305

なりつ 11; 淵 3 養ひて嗣 村に舒 n 是に於て吉左衞門 永田 3 御 て藩 1960 明是 偶 13 13 1 。寛文九年十月六日藩主令して朝山 応智に嫁 こなす。 賜ふ 作で小 元献 一に列 世傳 ·li. して 111 ·T: 村 1 1 質父永田 衛門本 1 年 子を生 て陽川 か 正月十五日卒す。 1) 沙牛 學禁止の今となせり じ IC (O) 藤樹 は 横尾、 之を朝 嘘を受け 先 4: に師 母 ili は京 享年七十八。 次郎左衞門·北島 次郎 Gili 11 何 都 少 60 嵯 厅 さして 備了 峨 1: では是また同 大覺寺宮 附 さなす。 /i: 同 衛門 济 所淨 雪山 ひ肥後國 U) 乃ち次郎左衞門で相 土宗稱念寺に葬 正保 坊官 家 庄四 三年十 熊 永田法 (1) 本 傳 郎兵衛・小 1--31 1 3 服 亮智 シーン n 淡 70 1) (= 笠原 携 1) O) 子理兵衞寬文十庚戌年 -肺 ナナ 叔 て後 肥 勘介等約 1-GI: 1) . 111 13 年 13 協 郑 りざい 71] 111 7,6 37 111 3) 俠 址 朝 30 - -LIV. 1-UI 名 召 W A. 邮 ( -111 坐 3 在

3

石川吉左衛門の 寒神は稱 念 15 近年 湮滅に歸し たりい 左に子 孫遙拜 0) 為に 設立せ ろ熊 市山崎 作す ろ 1 0) 5

#### IF. 面 妙忠 光勝 院院 不至壽給 大居 thi-1:

石川 視官事。 101 常安 4E 框 1.5 寬文九戊 姓者源、氏 Rij 居無 [13] Pi 淨土宗稱念寺葬爲 年見除 者石 同邦大覺寺坊官永田 111 殿病殁 於近江 秩禄 乃不 保 了智之子次良左衛門 10 = 115 一為。其初 H 雌 100 有 委少祭。 故而為 朝山密養而爲一子之也 **給父與"次良左衛門」相俱復"歸** 處士。橫尾吉左衛門者、常安之嗣子也。降 有。時乎肥後國 于山坡國 侯就 蝉 4. 明智 經於近江 计例 小淵 村 ナ 元 是 150 時 脏状 一, 五五山 從 後 7N, H Ilij 處 好. 书 正月十 丁 河河 111 城國豐 11 五日

其婦者雙前國 矣。越府 城之南等 小倉之產也 小後 11.5 姓者原 100 11: 16 1.7 香野間 1 不 [ ] 41; 角华 公 入。于國 之川 木 作 (lij 在 J. 肥 後 加 府 ihi 後為 吉左衛門之婦 Ti 111 泛 ıΕ 他五乙木 FL 412 人月三日

神色

#### 石 111 家 記 能

4E

松 曼 罷

巡 111 立退候節吉 石 候 111 遊 常安近江浪 了知 左衛門條從類發置京都 小火 11: 人 郎左衛門刺山衛之養 -j. FIL júj 兵衛 1 1 II. 勝樹 十八成 之門 能逃、 This 人 利川 子さ成 有 俟 111 之候處大覺 城國 肥後侯被 砂岩 收泊 召抱 明是 小淵村云 一数年 寺御門跡 召抱 御 居住、 ,候節吉左工門 ,隨從 化 坊官 411 到 元禄五 永田了智之近親職尾吉左衛門右常安養子さ成 郊 地 11 年申正月 11 菊地·合志 1 il II 肥後二下り候處 内别 [ii] 所 gard gard 於而 於 111) Hy, 州门 1) 鬼文 45 他 i'j? 九年十月六日 1: (上支博之氏 常公 政 时是 41 大後 北 袖 111 明是 近江 刑 砂岩 念山 より 1: 京都 ĝD. 排 High 御

——理兵衞 茂村

茂

貞

上

**姜博之氏** 

清

泛

足

當代

茂

1/2

源

1

13 門下 も古 ル 北 HA 村 0) 按するに、 かっ 3 左衞門を措 1: 50 衛門 4: 1 111 1/13 胆 0) X (1) 聞 思 谷 退 谕 然れ à) ili 50 淋 去 北島 想に外ならずの・ 術之要樞一矣。 後 ごもその 0 熟讀するに藤 て他 湯 に於け 今僅 113 [1]] 山 に水 等肥 學 かい 老 2 與 1-肥 0) 後 ける to 脈 後 べか 多 を去 語 れば肥 樹先 掃 傳 0 18 あ らず。 50 易 存 h りつ 生 する n 明 72 後 垫 72 學 片 3 呼ぶ (i) とい 妻氏 カコ 人 未 0 奶奶 と云 就 0 2 に先師 141 6 何 LI + 學 る 3 て上妻氏説 人 寫 中 九 が藤樹先生 は頗 6 成 73 又は藤夫子を以て 1 さうで h 自 0 青 肥 る肯綮を得たりとなす。編者また山 普 後 op 年 鍅 は To は な 3 0 な 寫 陽 氏 h 1 淵源せることは毫も疑を挾 1 名 5 2 期 0 7 學 自 を 山 今か 記 3 叙 临 せるあ 3 < 載 傳 半 5 た中 せざる あ 彌 推 勝 h り。殊に格 除名の 政 察 II. 7 を以 藤 3 -、樹先 て見 有 陽 7 る人 n 明 物 知 生 歲 學 0 0) る 崎子 む 者 解 系 Im 0 御 ~: 業受藤 遺稿 かっ 統 暇 0) からざるな 0 らず 御 如き純 0 間を出 諭 出 屬すること 1-同 樹 た時 2 晚 先 然たる 志狀 嘯 生之 3 50 2 3

TY [ii] 3,3 た様 あ 1: 3 店た 11: a) 强 依 13 石柜 派 h -山 2 渝 沙; HI 临 洲 [前] 细 华 かっ 利 117. な 6 州 派 50 狀 0) 2 n 30 自 あ CA つて 從京 といい 延寶八年に 都之書翰 强 50 砸 以官 派 作 m の人 つた「石・山 して櫻子とは 暇 」
と
題
せ
る 丈 即 け 會一同 カジ 御 議 心之友 暇 節 論 淵 3 な 出 な 切 見 山 5 磋 0 3 2 門 溫 日 1 百 和 櫻 志 餘 派 井 年。 0) 0 人 人 半 八々櫻子 兵 K 3 及 衞 あ 50 CK な 幼 3 to 先 叉 年 3 達 老 12 2 は 其 は L 表 樋 0) 遺 面 口 7 福 凰 廢 絕 學 中 え 和 延 扮

州 より Til. 初 H 得 常 H.F. 候 於 一彼地 一櫻井 氏之憤發厚意至 る儀筆 頭 難 申 濫 候 節 拙者共浮 つまり 41 樣 覺此度 0 多盆

~ 0 以 7 0) 中 學 (1) jili 綿 ~ て絶えざり To 归 3 1.

因 Zx 3. Ti 111 議 Mill Li O) 石 12 恐らく 11: 1: 循了 [11] 0) -3-理兵衙 16 0 21 から

、關係書頭)

### 日謝録

红土 依一 家: it 35 g PIL. 145 受一族 100 之 湖、 业 H 月东 小i, 州 = 奥: thi . 处, K. 道 此 不. 当生 1/11 不少覺 11. Kin 供奉 秋 哭 in 111 大 不 - 1 支持,傷、性、質淡 到 脱 19 4. (元) -1-先 汉~ 12; 元生之門下。 河不, 目而父者。 被裝置 真性院 11 到三江府二 少克 13 從 別, 13 11: 12. II. trick ! 1: 1111 2 依 113 11: 110 似, 成 , H. 11 说, 之池 次 11: 1: 官 [] だった。 1112 9 111 シー 粉= 17 条置 1 100 11 見時 雷果 治さ Mij 77 个 介, Pill y 1% 粉 j.): 一個 下 41: গুৰু 11 無い欠れ NII y iti. Hili: /111 , if 红 11 1.21 別し liji nn; 11111 -1-跳。 Fif 於 419: 始 11/1 独 道 如此 1 11 II.P. 世 -j-[11] 学. 面, 11/] iT. 171 、其先者 -J. 弘光 山之中 -1-從 -1: 11/11/ 道: 113 1 府之 112 ini ir 111 , 心 1111 pri 11 11 1111 が 兄 30) 於 他力 Fini . 5.13 Fish 次, 泛 大學 供 0 12 父 1 - 1 33 H 11.5 -5-弟 lhj. 大战。你 111 奉。联, 120 無。 術 Ilij . Li): Bell 111 7 不 11.1 1 3 10月, 11. إزا 探 失 之 (iij : 11: 能 lif , 1 11日 7T. Jiri. III. for ; 过 北 64: 11 1: Thi 111 也 何のウンショ 许: 机门力 11 师, 119 玩。 天, 1117 所 112 (iii) 77 100 Lik ; 国之眼 6 逃 Ti 力が高い 儿他, 何 不 供 413 措っ 4: 続え 11: . 机 好。 33 11: Ti. "彩: 玩 地 IMI E 111" .F. 心则 1-11 4,5 11, 信 7 1 2 11/2 ガッラ 哭泣 波 旭, m. 7/ Mi 战力 追 変超し WF. 先了 The to 欲り 71.7. t 1: 华世 -W 11 孙. 前用 九 、 父、 学で 之祭、到人 ひ得典人 不上腹。 MA 何" 州之代為門局。 1=1E lij: 1/. 1 1117 更: 1. 欲不 1: 之 1/2 71: 州 七次 レ語 無 FT. 終しりり 復+ 体 竹 水 造级。 竹 脚ルルラ Silin 11年9 如此, 不行之臉 たっ 脚 依。 111 11 mi, 1 H 得. 五. 之 作 曲诗 地 - 1-阿 计。 450 [11] 月 II. 肥 更 真 11: -1-11 四元 八 之子かり 11 手。命 111 7 Ü 11 人,真,山 州。 视 吏 打九 -1-到 -10 不言異 親 11: 12 低, Mr. 之, 小 阿山 竹 肚。 降 有八 心心 11 1,12 [.]: 说 则之。 女 Ti 28 Jil. PH 州= 11 [1] 班= 111 别" 受力 要, 道 典 题" [] 有:出 17] 部。 1:7 171 B 一次, 15. K jj 3/2 训 沙 111 栎 俗。 患,行 2/ 非 红 开 小 公言、育.兄家 例 111 9 欽 今年 JL. 养 持 浩 清 清 清 清 你。 [6] 71: 水 秋= ľį 之 七山 受"共流" الله الله 13 前 缺, Till ! 親 上上 13 肝子, 北, 朔ョ -1-岩 依力 世 -1-汉 人生 Bir " ľį Billi - 1 たい Ti TH から 11 友, 一大 11.4 六 產 الما الم 龙 142 [14] 居之手、非 命= 弘安, 分散 His H [[]] \* 受力 练: 肥 也 II 地。 maji 州品。 、押》源拾 レリティ 三年 二十山 idi. - | -後, ALC: 寬文九 31, 供 何。 Mij [44] 说: 有 119 你 問之介 從 心" 1111 1 友家之火 Fill (1), 4 七之 111, 無 11 徒, 水= 机 WH. 他" 13. 份。 412 Wij 川二十 保, 得也於 11:0 1% 粮, 秋 [:]: 근 il 谱 11 11 -J- 7 130 = 油 地位。 ル 竹 災,到 Will. ili 10 - 0 洪意 13 约 LIK . [hj 12 九月 11/1 1-不送 日华 記以 3 家 1. 成力 FIF . 有 父之 413 友 士 mi. File 記。 -+ 0 流: E. 冷; 11: [ril] E ]] 狭 [11]: Took in 长 ini i 45· Py 始和 月十 病はり 道 Isi: 震 否見。 有八 月二十 117 IT. TE 311 " 公子 3717 府= 地 子。 III, 打三 道。 [ ] = た 行 間が見 地 inj ' ide Hij -1 府= 子京 而業, 11: 到, 狼 11 II: H 此, TE. 9 M 理 Ti. 月

前

李三

华

月

#

Fi.

H

享年

次小 IJ 1: 朔, The 命, 崎二 1-31 亚 机流 がたり 21 阪二 於中 10 何少 B) . 於使器之 1111 MI IL 油, 加加 In 44 011-[11] 13 FIF ilij H 9% .. F -1-相上 [ri] 心之友。 心 山分, -11-El 图 1001 13 命 1/1 111 11 fi. 13 Art o 角华 Л pf. 11/2 以, IN'S Y 刻 1. 心友 東西 11 紹 11 発り 九 以 数, -1-征 fi, 1117 侣 出。 B E 作, 511/ 雅 か 11 粉工 有 有 W. 7 明 地 老, F 前世 知力 11. 廿 [1] 坡, ナレ 歪, 信 133 4 ilij 便 归, Kin TIE [] Fi. 14 一個 寫少之。 到少 月 护 -1-[ri] E 消 本= 強い 老ス 兄\_ 础 [政] 餘年力 [1] "sid 野江, 抓 有, 177 ]] [16] il's 冰 河. 炎 1T [ن] 功战 11= 山行 般之勘 300 11 7 111- 7 兩日之宴 以 47 11)], 州。 府, 外といって 給っ 二二二十二 Ù 一整。八月十二日 有,江 [ii] 2 SIL サト Hij 以易 -1: 年 Ti. 到 H 有 、之於 俗 11 好之 輕到 月 怨 is 稚 定力 十行 -大阪= 大 宿ス 11 府 + 君 [] [] ·Z; 交 國之 4 行学 從, -以产 供 福 水水 昨 Ti. 11 -1-依? 九日 が大す 在; 得力 次タ 37. 奉之命 發 有 -6 暇, 1: = 沙 观 П 催 · 勤 El 11 驗 策 大老 间 肥 從。 [17] 1/1/ 且 戲 嫂 ノニ武府! 經 以元 著 + [ii] 得 國ョ 在, 一日、依 病 275 別分っ 有"数 風 松 17 iT. 、葬,於熊本市外横手村長國寺。法諡清 = 御シ 到, H 延 红 以 疾 家宅之 黑色 府手 一月六日 齊之 書之 カッ 肥 PU 角, 到, 歪, 脸= 二武城二同 月十 般之陽 同 以拜 國= 减ス 動事英ン欠の -1-路 而美 商子 月廿 献 年 亦或 大阪= 到儿 蓟 人= 地。 九日 彩 發 號ラ 此者之員 1146 役 伏ス 一伏 見= 物 多病一欲」と、致し役而已 E 皆賜以 年 神, 光駕 人齎 魚無,欠 -6 た。 改 レだ 次第二 同 同 終 如。 大 红 學之明 焉 + 元。 茲歲嚴 四 例。 將 一改 八 明 我 退 29 六日 事。 持家 衰、 7-天 = 架 月 月 年 軍 休》 城貞 天 H 問 、書業 著. 隈城 六日 戊 和 以产 原 應 献。 同》 君之 為新 同 附 和上 龍 門門 有院殿 午 珍 五月 舟 休暇 於 七 阿 丽: 乾魚 红 昳 Pu 不 好, えり 月 部 系 班 図 弘 月 無欠り 一御セラル 江 五日 他八 F= 计 三月 氏; 譜 一月改二 家 売ッ 子 我可」嬰॥東海道 習り 以, 受い命書 爲シ 府\_ 臣 鶴岭= 九日也 矣。 11-拜伏 江 九月二十有四日也。 册, 伯 各賜? 傳、 三日 事。平 到"上 使節 府= 元。 心= 發; 父 矣 同 以テス 貞享,矣 矣。 同 貞 FI. 江 以产 加出 八 及二章覽二 寫於小野篁之題字之詠集 德 館 日際 # 肥 城。 以 爲シ 赐上 年 亦 襦 國\_ 赐 林 介貧第二 安 二供 七 B 同 歸 相 榜 到 女 以表 秩 義定。 旧公代立。有m 月十八日 真享 奉, 而無い言っ 廿 與, 國 委身之旨趣、佐以及 歸り 、而難い育 =+ DU 九日 奶 之暇 勤 使"我寫」之。 肥 百 綿 沙。 H, 役》 元 痾ァ 城= 石户 式 月 此問果哉 到, 年 有1將 。 眩暈時二 Jur. 徙。 稅 一、又 放八月 因 御ス 扈 :一參州 湖 シ家が 米ョ =授於數 以,,延寶 月十 矣 間 有光差 三從シ 信 [] 3 爲"大日 軍宣 幽 我 赤 君駕= 伯 發シ 天 À 延 朔 ,勤,書写之公 矣 又從 父貞 阪 nt 和 矣 四次が二 品之賜, 賣 下 - 嚴 -拿 於二江 遊 元 驛 元 |而後||肥 卷7年 九 貞享 了駕發 亦繁 年, 故= 年 付上 德 而 齊宗立 大君患 年 欲ス 7 亦 著っ 也不 列 加~ 州范津= 馬小 IE 同。 同 侯 肥城, 一月十 鶴 が稱信と 致シ 年 至 年 一刀匹來 天 催》 州ョ 同 用, 崎= 柳 湖 云月 DU 型り 和 + 霜月二 中中 一般卷 开 疾, 役, 月 同 熨 十二月 自り 二月 樂、大宴會矣。大 禄ョ B 綿光 譜 於武 "送於君 + 图 身 御ス 衣五十二 此上 吾以元 Ė PU 以产 沿きが 以, 館 地 二二 府= 此 十六日 1 有 七月 座 官 云ト 使 白兀 以产 到 沈病之 ロジンデ 如 駕ョ 列ョ 領貫 E E 五 到, 君 置+ 二大 赴非 H 始矣 鶴 白駿 掩

春

### 廊同 志狀

會,友, 不りなべ 而為 网 何~ 手 RIJ 餘 人= Tring. R Jan. ١١٦ [11] 種 15 人。 inf , Mi 13 -张. 明に無い 竹 战 di. 病意久不 - -11, 之事 加松 411 道 45 -10 1. 者:也? 14 頃, 发, 記: 1-11 中 7/47 长 浣日 沙 則" 105 加 まきっ 11/20 以には、 我老 啊 好。 ·j-MI. 也 3/1/2 也 12 到中 411 亦憶。 學者 119 混 15 不 此, 17 = 10 作 でなっ 血 灾, 11 延 XX. 旭 inj " 11, かせい 温い ling g 111 重, 被 人:實。 下之气 12 . . 113: Ĥ 11 六年 否 157 山坑 在二三三子。 人、 11. 181 [ii] 有 111.9 īħĵ 也 1.11 9 11: 位 ル 書之、 il ; 刚洋 和 L 有用 沪 樂 加。 32 , [12] Br. 足 庶 即加 得力學 かれる 下之 食 だべ 格小 命 111-Tit 行 也 道 IF. 来,見 有二小 不少頭 讲, 110 12 T 之。 ". j 手作。 也 きたっ 德 有 玩。 信 称 "" 於足 、而民得等 称 化 是少 7/19 德之 11 時。 "奕書, 而 Ali 11 = 両ルルン 輔ったっ 無 3/6 1. Mil n 道: 爱少 败 場館シ 也 人 成ス 间 Ti-Til 之, 重教, 学 南志道に 福 為古地 無事小 17,7 称 315 者 郤。 得 120 Ki, 迎, 受力命 咏= 火火ルル 炎 TL 北 变修之盆, 強り 愈、 乎、故。 者 310 mj" 析师 和 俊 11/2 7 道。 以,文字, 光 生なっ 也 处了 也 其, 植根, 紫 た 省€ 致, 良知 置 古聖 智光 行品 Tit 都有な経 之前, 所 手。惟, 1/1= 芯 11 117 AL. 冬漸, 一般之志、 好上 、於 肥 一矣。 温以 深。 小中面ジ 明古力 以 為之學 が上すりた 行,门方 北崎 化。以二 一於我一颗 来, 川加 私见, [[]] = 思 隆然幸良 恋及っ 功 自然之 14 = 前 所 必倍之語。 久处 徳景 是 1-1 17 陽 舍,足下,亦 裁之, 及。天下,而替为 足 非。及,其失 ilij 於。 哀战。 数 作= -15 L 群 化 AFE A Hi. 知 放 有点 木 下不 事格不正 湖 於 未來 ifij 裏之愁怨 不少盛い言。 得 all ? 合则: 今世 萬 ٥ 150 於 なな終日 也 則,就求 世= 。今世小 所得 地= 相感 犯亦 也 书: 事者。似此替用々子 然非思道求。盆 不及人 其, 书 之,必以 去。 言。 师: 1/1 無 天之理 邻。 简" 311 书 知八 ili. ilij 不過。 ر [نا] 在 竹 人 啊之時。 IE. The y for 天 for, 明力 事が外則は 17 意之故 是 地 所。 為2 1:0 旗 Mije 1117 加力 4 mi 物 13] 足 不 41 = 沙 PE 學者多、 之"俱。 Thi. 1 販 良 なった 悉 其, 深力 相 體之理。致之 而 以。自= 测 進; 战。 雑 子之 知 人二如 傅之秘 nJ, 就恐 之 ill . 1,5 難し日。或 F. F. 思力 HA 11. 於 能 199 植 for, 十 K 芥 光 光 也 山。 選 脏 者合 300 Pil fall Fat. 人 者。 B.Ti 流 柳 2 學」 1/11 之會 之 Ti 业。 施 古 反之类。 pir, 11 1 强 州上 说: 志, 1111 -也 11 放下。 11 北 MI . 北 业 不上 於。 Fla 烟= 重。 抗 朱 14 1.1 支 除 IC. 11: II. 作 11 而不過。毫 離、 道 學之, 机 邻, 遭 也 守、死, 何小 志。道。 41 11: 好 光 心 [11] 9 如 筑是下 以,文, 者有二 何有二 何次 级,

### 石·山議論

可。 al. 石 ル成ス 7 H 可, A PA 計 手 手非 潜,身於 清潔 朔子 于# 志亦 | | | = HILL A 有, 11: 书. 4:, 一创之者 ful ~ E.E. ns e 120 THE ? 議 Mij 不 山州ス 松 iiJ e 斯,于 彼二 無 子志、 盆 天照 任り 亦 111 阜 不. 太 林= uJ , 神宫: 11 万有人担 子之道 級。和 手。 书 11 冰, 大、雖山日本一 Hy 而 献 那. 時 人情 NOT Min. 前, 共。 日 1 以 港。 # 1619 手 脚上 道茂 III 功, 迪" 数 解加 於 115 人, 比 アリ 如儿 义千 11: 11: K 教礼 须 地 所, 以热茶 17 = ii, 41 R THE L THE 书 fij, 17 , [in] 多奈久名 於 111 身

配而可」送。櫻子不」可」無",省悟之意思,乎。我立",兩間,裁」之。誠恐實惶頓首。庚申稔三月遊",同門,山卑子誌」焉 如」此。况其下乎。月、是同志之罪也。櫻子自不」居,師範之位。故以」文會」友。以」友補」仁之心乎。石子曰。 | 徳先學之思而自下。全放下而不、除。自己之病,矣。以,彼子,比、物。縱令如,河豚魚。河豚之爲、物。 彼子所"以為"患者機智而已。勿」馬夫庶幾乎。機智 不、川」之。一知"其味,者。滿腹而不」飽。一當"其毒,者。終」身而不」食。能用」之者。去"其毒,用」之。終身用」之。無」有」害。而養"心體,有」益。嗚呼使"此 不以格子。格之格之。彼無、益有、益、此。何不以格、之乎。請試論、之。夫櫻子全體 失孰撥爲乎,卻成」害而已也。以」爲日」爾。日、見,於櫻子,止」之乎。石子日、全體以爲」惡。日、其所,以爲」惡者如何。日、無,以」他可以目」之。 日、然則何,以是,不 10.3 灰 於舊世、吾志願非、然、欲、人與、我兩相忘、答曰、成」已成」物之功、豈吾夫子而己乎。堯舜終身之患、是何患乎。不」曰"欲"己立,立,人。欲"己達,達,人,然舊世、吾志願非、然、欲、人思、我兩相忘、答曰、成」已成」物之功、豈吾夫子而己乎。堯舜終身之患、是何患乎。不」曰"欲"己立,立,人。欲"己達,達,人 勿。此毒。饗。王公,而不、陋。不、能、人,於下民之口腹。可、磋尤者也。足下者以,河豚全體,爲、有、毒乎。石子云、禮曰、聞,來學。未、聞,行而敎者。聖者 加多水乃緒與世本思ふ類の滿ち的末ならば、あ 安、先學之地一外以誇"同志。內以 一人者。矣。不、日,性善,也乎。見,櫻子之未》委也。櫻子所"以爲"尊者,志而已。今二三子、憑"此道,所"以切磋勵》功者。非"彼子之誘掖,而何乎。 、凡何為而逃作哉。是何據乎。石子曰、以"櫻子,論」之、為」繼"藤夫子之緒志、役"々於外、而朦"々於內,矣。甚以漏多而已。為"他人,為」益。 不 い能、盡、於親子妻妾奴僕之愁。日、此暫勢之不、能、日而已。噫 用」事。則他受」之以爲"毒氣"足下看」之而日"全體惡"の」謂"全體惡"誠豪傑有益之友也 惜哉。忘" · 於此與」志一般手。石子日、否。思」世之志、郤是何物哉。藤夫子之於」道 雖以利,導於人民, 、以、悪不、可、目、之、目、之則爲॥下愚,乎。非॥下愚。未、有、非॥下愚,而 肥滿而其味清絕淡平而有」毒。故人知」有」毒。容易二 ·學者溫恭自虚。而以"寡欲,爲」主哉。請以"此論, 、然則臨,會座。全放下而不」求,交修之益於會 。庚申者延寶八年也。(山崎子 齡正而立

## 三、池 田 子

に之を解 旅 村計 生の 說 門下中 池 H 子ご確するもの二人あり。 一は筑州の人にし てその二は攝津の人なりさす。左

#### 其一

る 川子名は与兵。 品 めて 断片に左の一 川子に遇ひ 藤樹先生 節 あり。 易 を 談 論 寛永十三年の條下に秋先生 1 月を閲 て歸 れることをい 京師に行き舊 bo また大洲町村上長次郎氏の所藏 友池 田某の筑州より入洛 せるに會 に係

妖餘之島原溢 當地 こてハ落城之刻ノ様子一関以きた無 海湖 玄清原長部隊 1,1 物理 や其元へ御下着可」彼」成三年 修 少手屆度存候。本金集役之一十、 存候の 如 置 第六 原创 17 1 3 1111 打 1/ 1 45 多 100 179 食 没無 河

等 備 衙門 永十 せ るこだを かっ 3 10 2 0) 3 五年二月にして先生三十一歳 因 -0) 6 涂 さな 6. \$2 あ づれ りし るなる T もって 3 73 大 かっ 洲 ~ るべく、 ( 0) 此 31 し。下井小太郎 浦 1, 形 極要の ない 5 例中 お 先生 して ( 江先生所自 地位 n この る 止みたるなりっこと。 小川 なる (-公ろり 親交淺か 村に あ ~ 15 談に 書り 1 道) K 3 断 大洲 6 1-U) IIII ज़े: ざりしも故 してその後 時なり、文中文蕃様・兵部様ごいへ して「其元へ [iii] 游 惟ふに先生 人池川某生也。一言い 1 月窓公は何 文 道) 御 等併 b 下着 ど思 近江 時 4 宝宝のは行 は おふ (= 1-1-25 あし るの 13 1 這個 とかいい 1) 向 分 附 按する 1: 池川 , ) 1. 73 5 カント 迫 l'i I 力 を経 子なるもの +, ( -7111 75 (1) を以 明 る一流 111 [illi 215 T , -大洲 郎 沙 小川 3 1= F 杯 15 2 1 11: fil 淮 \$2 ti

池 南 H -5-退の 志ありしご見え、 先生の之を戒められ しことは 前揭 村上長 次郎氏所蔵の 書通

11 分州御尤上奉」存候。 御年人の 御 100 御 145 候旨沙 Ŀ 法之限にて御座候の 先々御堪忍破」成御内室なごり 御川江 結破し成 御 尤を存候o 大不 - 5 御 おうち 13 不以被以成樣

所 池田 0) 慶 子三同 安元戊子年三月十九 一人なるべきことは既に微餘 H 池 III 与兵 门與 1 篠原氏の道彼せる is 572 1: る普通 1-さころなりです。 川 丈 如 [1] 被 収 候哉っていへ るにて年譜

習く経を存す。 年譜所 治地 111 子な本全集卷之二、文集二、並に即稿集等すべて藤田子に作り川 川然江 者年譜また之に從 1) 是非 まだ知 るべ

#### 共二

田子 尤足喜得真逆之樂也。」といひ、 4: 党 永十 174 T 於江 71: 41: 0) 戶。 條 因 ilj FIN 41: 心 池 岡田氏一本頭註 Tilis H IC 141 來 一一一一。神一論 て學を に池田子者攝津人でい 泛 大 行 學之心 U) 計 あ 沙 1) III 行。輔 ^ 文集 るもの 征 思 卽 34 泛 ち是なり。 不 池 11 H 训 -5ľ .J. 遠 池

島川子の詩 の作さして送藤川 して岡田氏一本頭註に、 年譜寛永十三年の條下に、 | 足る。山來先生は常に門人を遇するに心友または同志を以てせられたるのみならず。こゝに兩生さあ 門下の士たること明かなりとす。 あり。本全集卷之十八に戊子夏與池田子文に「島川丈如何被成候哉云云。」の文字あり。俱に參考と ・島川兩生の詩あり。 島川藤石衞門黒田甲斐守家士。さいへり。また同文集に寛永二十癸未年秋酬友人 先生京師に在りて始めて「島川子に遇ひ、易を談論す。」といひ。文集二に同年 その序に、「會」藤田子於洛」而又邂逅逢」島川子」皆心友也っ」といひ。

文集松下氏本に鳥本に口。川鳥子,さの傍記あり、或は島川子の誤記にあらざるか。 但しは別にその人ありしか。今明かならず。

# 三八山脇氏

慕賢録に藤樹先生歿せられし後、 「山脇佐左衛門右衛門に作る。 山脇亦右衞門食祿各貳百石。」といへり。 中川謙叔以下數輩蕃山の薦によりて、 備前に事へたることを載せたる中

# 九、又四郎と益田紋次〔益田義則〕

す。」といひ、異軒井上博士秘藏に係る餘姚學苑には文政庚辰三月端午錦城老人大田元貞の撰に係る題。藤樹先 志村竹涯著書院記事に「益田紋次義則蒲生郡益田村人、今の喬可は五世の孫也先生乙酉雞旦詩の眞蹟シタ」とは滋賀縣下蒲生郡北比都佐村大字增田の事なるべく、同地は今尙「ましだ」と稱すさいへり。 の浪ある水に影ささじとは。」との歌を擧げたり。小島芦穂氏は縣史に精通せる人なり。説を爲して曰く、「 大溝町倒扇原田知近氏傳來古寫本雜記藤先生の門人衆ご題せる條下に、「又四郎東江州マシタの人。」とあ また同書 1= 於小河 「名月の會ありしに又四郎にかはりて讀玉ふとありて「見るやいかに撰ぶかたなく照月 また、 を所持 313

門

弟

子

1= なる 评 置 也 文 III i) 0 不珍 り 未だ明かならず。 Ti < 乎。 . 一人人 流 游 6. 征 1 りつ Ш 信 1=11 にも度記述し 然れ [1] Fi. 111-8 加 おけり。輸本册末尾再刊追録參照。(藤陰といては本全集後首再刊の辭にも其の他の處) 前 淀 III 又四郎 從 11: > -111-にい 版 IL 3 門雞 谷 H H 於 المال -5: 先 4: III 眞 ごは 4.7 111-人 L 布 たる Ti [11]

# 四〇、善住治郎作

原 村 路 竹 20 沙 著書院 拜受して in L 事に 今に 傳ふ。 善住治郎 7 作 6 ~ 3 30 題 4 家 ろ 條 筯 F 並 三直 子-孫今詳 龙 かっ 11-なら 水 湖 東 益 須 郡 森 Ill 驛 人。 郡今守い山野 町洲 先 h HJ]

# 一、三崎佐太郎

加 野洲 なら 郡 北里 川 書院 記 事 蹟 村 大字小田 111 かならず。 1: 三崎 一崎佐太 英 郎 3 50 題 して、 る人 あ 50 應 12 湖 製 東 征 须 郡 T 佐 小 太郎 Ш 村 2 0) 100 稱す int 6. 2 せ h 0 恐ら 按す < 3 は に今滋 0) 人

### 四二、法 勝 寺

長 たる 本 な 全集卷 熊澤蕃 ho 3 之二十に は Щ 殊に 0) 同 元政上 時 御同 1-與法 法 志御 人に於けると同 勝 寺 勝 中 0) 住 職を の文字あ 書 あ 3 50 6 兼 るに < \$2 來 1-面 より その 自 n き戦 3 T 3 附 照を 考 記 0) 3 1-棚 n L に詳 か ば 4 7 h 記 先生 1 111 1 It 0) 門下 法 3 勝 カジ 1/3 寺 如 方外 < 1, 台 0 ~ 士少 宗 3 13 眞 かっ 住 盛 らざらし 職 派 2 木 Ill 0 人 14 10 **下
せ** 

全綱佛語を假 編佛語を假りて陽明學の思想を叙述せるものなり。た先生古歌問答藤樹先生の名な一册を得て予に示さる。(附記) 編者嘗て道歌之註さ題する端本一册を反古中 さ題する端本一 册を反 古中二 たに 之か 7 得 0 たりの 讀するに全く同一に 節か摘録して参考さなす。 紙 質 1 風 供二 光 生 時 前者 10 1 比 01: 末 彷 尼二三 佛 かり 薬を加ふるの 少大 IF. -1-年 治 PH 13 3 4 IF.

# 日にそへてかげばかわれざ大ぞらの

目にそへてうつりかげかわれごもたゞ我ひさりすめり、天地万物秋に老て月なをすみまされるがごさし。 人ぞらか心に比し、月其良知に比し、かげかわるを身のおもかげの老少に比してみるべし。佛の本覺·眞如の如來ないへるは人々の良知の事な 真如の月さもいふ。良知は万古一日なれば其良知にいたる人は少年にして若からず、老年にしておさろへず、死してほろびず、誠に人

しばしこそかげたもかくせわしの山

たかれの月は今もすむなり。

リあさのちりをてらすによりてくやしくはづかしき心有。其ひかりをはじめに用べき事君子實學なり。 † はいまもすむえ。人つれにすまじき事をしてあさにくやしきは情欲の雲におゝはれて一たんくらけれごも其よくをさげ其雲はれて後高根の あるに比してみるべし。凡心のいま口いてみれば聖人の良知あるべしさもおもはれれごもさげざもうすろかず、くりにすれざもくろまざる本 に比し、意欲の光をかくすを雲の月かげをかくすに比し、山のふもさは雲にくらけれざも雲より上の高根はいつもさやかなるを凡心にも良知 わしの山は釋迦佛のいませし靈鷲山なり。たかれの月は佛をさしていふなるべし。今是を私が歌さして詠はわし山を我が身に比し、月を良知わしの山は釋迦佛のいませし靈鷲山なり。たかれの月は佛をさしていふなるべし。今是を私が歌さして詠はわし山を我が身に比し、月を良知

以上の文は法勝寺に關係はなけれざも、先生の門下に宗教家ありて、 ありしことを、立證するの參考となるべきを以て之を掲げたり。 佛教の方面より良知の學を研究せる

# 四三、岩佐光伯

岩佐文太夫宛の となす。 る間田家の位牌中間 岩佐光伯通稱太郎右衞門近江國高島郡 相父廣齋領 香嘗で岡田季誠氏の事蹟を調査せんと欲して ものあ 主佐久間勝之に仕へて用人役となり父光次家老職に抜擢せら り。而 らずも左の一基を見出したり。 てその系譜 領家村今濱分の一部 1-文太夫なる人を載せざれば、 同郡青柳村大字青柳淨土寺に抵りしに、同寺に祀 の人なり。家世 今的確に記載する能はざるを遺憾 一々太郎 30 同家傳來熊澤蕃山 右衞門を以 7 の書狀に

萬治四北年

三月八日三月八日

施 E 領 家 村 사 佐 Æ

H 光 常 智 大 姉

質 牌 70 1-沙龙 11: [41] -ナー H 5 t, -1-A - 20 [ji] 成 寺 を菩提 IC 淌 0) 11 去 寺 学 帅長 1-1: U) 30 納 HIL -0 8) グノリン 13 IIII 3 L 去に先 -7) 3 1-間 0) 75 依 光 つこど八 5 告 n は、 ho 智 大 養安院 年 末 如i 不育岩 は 恐 ごす。 佐 惠 5 物 定 < 智 は ---K 不 光 信 U) 武龙 報 正 女 1-0) は 妙 能 [i] 14 胞 是 院 1-朴 1 Ш T 光 U) 115 岩 故 智 佐 野 大 Th IC 如前 美 1-11: は 嫁 元文 -15 0 Fi. HI 0) Y 邙 八 月 0 1 位 T

てその居相某に 殁 0 1/1 因 or h 12 9 [11] ては 家 傳 季诚 傳 45 ふる 145 省先 170 生書状に居 ころな 相瀬三郎宛のも のあり 藤 档 先生 一器所云 5 0 事 か敬せたり。 (藤樹先生 初 沙 邻 二十六 項 學 865

H

2

方

は、

H

J)

卒

か

b

Mi

1

同 略 家 長 傅 佐久間 て期 等都有 來 系 江田工 備後守家 0) 大膳 衛門 泄 物 殿 が中に住に 方: 付: (i) 如 光 通 0 種 次 光。岩佐 们。哪 右衛門 枚枚 伯村助 行 衛 1114 に仕官分にて播州明 石に 住 居

藤 凤

樹

先

1:

ik 流

草 [12] [12]

、中

彩川

本权

全集り

卷之。

七十七倭歌三號

補れ 遺るも

題の

冊

冊

冊

老

BHL

伦妹

橫

笛

傳藤樹先生

PIFE

持

大

學

寫

本

小本

明

嚴

、橫笛十二調子之名目並笛定圖

一、横笛七穴拾貳調子配之圖並五調子之名目

枚枚

一、 熊澤息游軒先生書通 岩佐交太夫宛

、中川權左衙門謙叔書通

、中江常省先生書狀 居相瀬三郎宛

、中江常省先生書狀 岩佐太郎右衛門宛

通通通通

(原抽) 岩佐氏系圖。高鳥郡語。

### 四中村仲直

清分 を喜六と稱 游 原 好 Fi. 中 據 弟 否 Ti 相 か 不 領 光 141 来圖。 3 買 Til 村 IH 依 作 は 居 林 2 1-甥 嘗 所 記 右 0 出 伯 7 る 厅. 學 0 季貫 仕 德 常 孝經 孝 衞 jil. 来绝 划 高 門 74 品档 U) 郎 3 Л 2 島 0) 季 後 學 稱 講 光 -1 稱 間 右 書の する すつ 裔 を宗 庸 衞門 筵 9(1 to 公 0 輿 とし 兄 侍 3 近 と共に 通 歷 稱 72 江 近江人物誌。 清波町質 安原霖 すの 仕 其 h 國 すつ 0 高 0) 大字勝野人縣高島郡 常省 聽 後 島 其 3 郡 姓 か大と 講 得 0 to 五 伊 子 生 12 義 中 番 德 聞 る 村 領 勝、 學 所 村 30 書 3 涯 3: 其 多 改 等 兩 0 奎 0) 8 字の 溪 家とも先生に關する遺書を藏する 他 農 五安 亦 錄 師 3 同 1 同 L 事 領村 號 氏 氏 T せ 0 すっ 0) 0 50 る 筆 筆 0 卷 な 家名を 寫 寫 3 仲 60 爾來奕世分部 なす。 1 1 直 昔近 係 ょ 實 承け 0 1 る て今 先 寬 2 江 新 生 文 0 源 1= 0) 日 裔 五. 氏 侯 邸 遺 1 年 佐 な 地 著 傳 60 K 臣 8 多 は 木 事す。 ŧ 賜 月 n 仲 氏 0 C 3 直 0) 今伯 頗 7 享 3 九 藤 臣 光 保 る 0) 日 樹 山 常 實 勘 卒 先 崎 0) 公 す 年 かっ 生 兵 後 5 O 庫

#### 略系



中 村 題何 喜六 付 陷 中二 相 氏 书 0 故中村新右衛門静中實字 世 仲 h TIF 奉 府 祀 守君 4 "冲申 3 主 神帆 主 以

下

不

DJ M

顯 曾 陷中に 加 妣 故中村正室吉村氏夏娘字清受神 吉村 孺 人 市申 主

主

顯 祖 考 伯常府 君 神 主

陥中に 故中村新右衛門諱平字伯常神

主

題 陷 中 1= 考 中村厚齋諱景君神主 厚齋 府 君 师中 主

顯 陷中に 考 義質字新右 脩齋 府 衙門神 君 师 主 主

倘 此 0 外 に神主 四基あ 00 之を略す。 要するに中村氏は明治十 七八年頃に至るまで儒式を以て祭祀を行ひ

藤 樹 に関する厳 帕品 並 遺 書。

申

中

村喜六氏

所

藏

0)

分

通

中江 常省先生 書狀

藤樹先 孝經 膝 印 樹 之花翰 先生 計 詠歌 聞 書之寫 伯常筆 伯 常筆

藤樹 先生全書 生 書 集

(文集)上下

藤 膝 樹 樹 先 先 11: 别 集 簡

大學 中 庸 論 百百 合本 藤樹先生之解)

今散 今散逸す 逸す (を樹書院及東正堂翁此書を底)(東正堂翁此書を底本)

古本

大學旁訓

出

山

先生書

簡

今散逸す

冊

册

冊

古本

大學全解

、漢文)

冊 冊 # 冊 冊 -1111

2 中 村 德 通 氏 所 藏 0 分

翁問 答 断片

左. 傳 傳藤树 先生真蹟

誠 中 江常省先生真蹟

常省先生書 簡

門

弟

子.

並

研

究

者

傳

七五

幅

幅

幅

枚

| •      |  |
|--------|--|
| 藤樹先生全書 |  |
| (文集)上下 |  |
|        |  |
|        |  |
| _      |  |

-----

一、藤樹先生書簡集 季貫筆

作り

、藤樹先生別集

一、藤樹先生卒去悼之文 慶安元年子八月

一、藤樹先生年譜 季貫筆

1

藤樹先

印

御

行

狀

季買

征

一、藤樹先生事狀 季買等

冊

册

冊

# 四五、安 原 伯 正 附 仲武・霖寰

初 不 假 别 年 T 人 生 さす。人皆之を做とせり。 心 沙 如意なりしを節齋父子の庇護により 五十六。その子箭齋孫文煥等常省先生に師 安 1-遺 る。 原伯 に資 家を立 族 に開 せんことを 族 IE 树 は 沂江 し常 先生より少きこと十九、 [9] 図 1-E E 同 治 [13] 二十 5 志さ 1 45 また Fi. 謀 闸 弟 年 b 113 T 村今安曇村大 書院 有 に太一あり、 志と謀 配 底を 0) 贄を先 歸 保 标 息らざりしも り残せられたること行状 5 等につき有志と企闘するところ 0) 事したりしや否や詳かならざれざも、常省子晩 人に 杉 Billi 家を嗣ぐ。 油 0) Hill Ti 圖川 1-T 通 世 0) 小小 子なし。 す。 々權 0) > 稱 如 11 Lo 好 兵 蹟 熟 衞 滋賀郡木戸村木戸秀成の二男啓次郎を養ひ 0) 近 開傳に見えた 詳 2 後援を得 111-かっ 稱 ならず。 1-壬 少か 膳 b 棺 て月 所 h 0 天 らさり 兵 领 刊 信 和 0) その 稅 雜 U) 二王展年五月三日卒す。行 官 しも不幸に The Land 男に 他 73 膝影 ho 年京 旅 "发 村村 かか 党 原 II. 都 發行 喜藏 永 院 に在り家計 して天年 四 0) 年 維 (a) 90 to 持 世 を 道 修 以

### 附件武

墓碑に刻せるもの即ち左の如 正の第二治兵衛孝光あり。 別に 家か立つ。 其の子に淺右衛門仲武あり、 常省先生に學ぶさいふ。 その事蹟伊藤東涯撰碑文に詳かなり。

并行张 日 克有」立。伯氏家世掌。邑事。翁常代任 七年壬子十一月初六日卒"于家。享年六十四。葬"于村南滿願寺故址先發之左。貞平甞從、予受、業。今事,松平侯子信之上田。掌,文學事。近寄,書 誘,被後生。其學行盖有、所 常诚,子弟,日。汝曹為是。須、要,求其放心。寧失,不文。愼勿、流,俗學。其所、立葢如、此 新述小治。字仲武。稱,淺右衞門。父日,孝光 MI 有以碑于墓也。予常遊,其邑。而熟,其爲人。及,其請 "湖源二云 。娶"熊谷氏。子男二人。長日"貞平。嗣"伯父伯照業。次日 二共職 克理 。母田原氏。世居,江州高島縣南市邑。幼而孤 。翁天性溫厚讓中。自牧好」學。覺々不」後。晚年兼,醫術。人稱,其能,乃至,書算衆技 也。不」得」辭。於」是接,其大,者。俾」鑱,之墓上,云。明年癸丑長至日京兆伊藤 。前時中江子隱 。而翱"于伯父伯正之家。踰、月而伯正亦逝 11義平1為之嗣。女二人。 一居小川邑。專倡,新建之道。翁私,淑其旨 。早藤氏原田氏其婿也 相"其遺孤、以 。靡、不"綜

男

受業生若干人捐資助

刻

建

#### ,

霖

寰

231 古我な姚薫朋友の 寰幼より聴飲學を好む。享保元年三月同志相謀り始めて夜學會を藤樹書院に開くや安原文煥中村季貫等の て催むことなかりき。 体を遺はして震震が招聘する 深簑または省所で號す。元禄十一年戊寅三月四日南市村に生る。 沙 一へ江月 蔵始めて京都に伊藤東涯に見えて教を請ふ。同六年八月東涯子弟を率めて藤樹書院に來謁したるは一にこゝに因由す。 に業成り聘せらる。 に侍談すの 間に調かすっ 享保元文中東叡淮三宮公遵親王召して經史を講ぜしめられしこさあり。安永九年十月二十七日卒す。 爾來爺に從ひて上田に往き或は公の參觀に陪從して江戸に赴 是れ父母の榮さするさころ宜しく往いて仕ふべしさ。 **霖寰既に出でて他家に嗣たるの故を以て之を辭せしが、養父伯照曰く、我が一門の子弟未だ藩府に仕ふるもの** 是より堀河の學風郷黨を風靡し高島の郷學に一新紀元を劃するに至れり。 父は仲武。 初め伯父伯照男子なきを以て養ひて子さなしその女に配す。 霖寰是に於て聘に應じたり。 きり 常に老臣以下近臣を集めて論孟の古義を講じ循 同十七年二月信州上 同志と共に經義を攻究す。 時に年三十五。 壽八十三。 また時々歸省して 田 一侯其 、臣井上 同三年二

弟子並研究者傳

PH

より 1)0 文にして藤樹先生 未 治 概 家殿 一台儿 1) 深 賞い はの 東 **邓**身 VI: 為人な 料親 翁 不 100 街學學O に開す 考二 知るべきなり。 肌 人仁恕。」さい 卷 ろ さいひ、 1/2 6 校正し、 () 藤樹別集一册並謁藤樹先生之墓・藤樹先生書院記等あり。 藤善部山 21 之が序文を撰して刊行せり。その人と為りに就いては桂金溪は 奥田三角に「君氣英才大。 天資質直敦厚。 不與物件o 日夜研精。 交友覧館のここいひ、 勉而不息。 其他與您隨筆。客館漫錄·先侯累世實緣·詩文若干 進而 男龍淵は 不已」さいひたり。 先書天資溫和敦素 溫厚和順。 此の 雖造次面 数氏 0) 然消耗 沛之際。 言ふさころに JE: 夏兴 2][ 從

しは、 のにして恰も先師 以 0) 面 放つもの 吁。化之速॥於置郵 邑人悉葉。其學。而聽 長,平共間。 也 上の 日の 以前に於てかいる識見を有し而して東涯の門に入りし者なるか。果して然りさせば 霖寰の 一。其旁邑有,藤樹書院。近八九十年前有,藤樹 たす。その期河學の為にせる王れりさ 霖實先師 な修 书 人物」さな 追がに門下の血 た 獣にあら 職に以 殺し、祭祀を替み おりしならん。 。獨疑,手後世之學。既而負、笈上、京 の講堂に於て古學を講じ以て先師に背く所以なるを曉らず。享保六年八月東涯の來謁したるが如きも實は霖寰の方寸に出でしや論 伊 し二百年間文教の基礎を固めたるは霖寰の力なり。かくの如く霖寰は先師の學徒にあらざりしてい 為く霖寰は藤 極東江 ざるを知るべしっ 4 0 。盖射行之所、致乎。 ろが 思想が陽明學に接 於君。日。若乃聖人之道也。又飭。其子弟。日。若乃聖人之徒也 を享けたる士さいふべしっ の門に奔れり。而して孜々さしてその學ぶさころを郷薫朋友の間に扶殖せんここを聞れり。當時近郷の 加 然ろに きます 時 树 々書院に合合し講學に勢むるさころありしてい 先生學徒の家に生れ 霖寰何の 膝 然りさい 樹別 してい 4 华 いふべし。之な岡田季誠が先師の遺著な蒐集するに渾身の 見 さり た組 る所 へごも當時陽明學が危險の學させられて為政者の間に誤 へり。その先生の學な以て後世の學さなせるが 先生居 。與一众同事 1 以 あり 前に於て陽明 その家學を改めたるについて奥田三角の りしか たりの 或は藤樹先生寺院記 一焉。其學亦雖、不、免。於出,後世之見。其行義足、表,子一 將にその德望之學殖之な以て專ら良知の 東压先生。餘 、初め藤樹書院に會合して同 0 思想さー 二十年一矣。 对氣英才大。 日夜研精。勉而 を作り、或は詩に書通に先生に對する敬虔の念の掩ふべからざるものあ 致 する所ありしさその節な一にするものなり。 でも、霖寰の徳望と學殖さは同 。至,於或口,使,藤樹先生在 志さ共に學に從ふさころありしさい が如き、 記するさころを見るに「吾友省所安原君。江之高島郡 思想は東連の教を俟 是即ち古學の見のみ。霖實が未だ東涯に見 努力を致 學に從事したらんには必ず まれ易かりし時代に於て古學を唱道して高 し終身敢て渝は 715 方一也。故計之宗族諸老皆舉鄉 不」意進而不」し。時歸倡 志の景仰して措かざるさころ、而 亦聽一子請 へごも而も先生な推算して二三代 たずして東連 ·古學。必將心訴 聊識して後考を俟 あさころあら ごも、 [1] P 志等相謀りて藤樹 T. 學さ製合せるも 忽ちにしてその 14 0) 道其鄉。左近 學 ざりし 學馬 えざり 果果 1 1)

州

I. 田

あ

4)

記

笠井

啓

次

郎

之門 1 樂 2 題 す る 條 あ b 0 早 藤 理 兵衞 T 州 H 中 村之住。 3 識 せ b 0 編 者 お 3 3 氏日 雜 京 h 都 一高 記 全集 0 島 古 寫 郡 出 而 卷之 茶 本 1 田 右 7 中 終

七九

PE

弟

子

並

研

光

者

傳

+

1:

早

後

茶

右

衞

絕

家

藤

先

村 衞

大字安曇

門

家

は 中村

らさ 通 去帳を焼失せ 利 C 兵 n 宛 て用ひら ごも 書 50 昔田 あ \$2 50 たっ 中村さい また茶右 る 3 之を のに 精 あら ひし區域 衞門家の NI THE -5 ざりし る に早利 内には此 記錄散逸せる かっ 。早藤貞一郎氏 兵なる の家を除 人 を以 近 鄕 に住居 て藤 きては他 日 く。 樹 先 4 4: 茶石 に適合する家あ 3 B 肝疗 代 0) 備了 1-なるこ 川家 刑 兵衛 U) 3 檀 るを見 なる を 那 4 知 人 3 10 かっ」かつ à) 勝 ~ 1 1) THE STATE OF THE S 40 域 2 13 1. 刑 -31 2 [1] 利 き過 ご相 かっ

氏目 また真太あり。 0 多くは此 < 膝 、一今より 点 郎氏 の人の蒐集せ 大鹽中齋に從學 は 四 藤樹先生 代前即ち天明 る 8 0) 筆蹟 0 4 か 0 50 50 その 顷 通 他 3 一稱真助 熊澤 n ごもまた間、茶右衛門家傳來の遺品もあらん。今詳かならず。」と。 茶 名元幹字真卿さいふものあり、學を 山 0) 苦唱 等多く 珍藏 1 50 編者 好 П 8 JI. 50 を訪 ひとを 介が 1 係 るに 3

# 四七、万木孫七郎

文集參照傳 曲 は 話之を戒 候處御働 致路上 採 旅 一個 說 村 -無 مكر 先生 L 门周 郎 候。然者 10 常省先生書を裁して之を は 處一樣子承及愈不」勝二歎惜之至 申 1 常省先生 1-贈 文 御 學ぶ 茂右衞門大に之を含み寶永元甲甲年七月二十日夜終に之を殺害す。弟嘉左 IF. [11] 如此御 茂右 14 姓 你 採 太郎 0) 衙門 先生 佐 145 學徒 候 12 殿御事當廿日之晚不虛之義に而御果被」成候由驚入御笑止千般絕。言語,置樣御心底致 木廣 51, より 恐惶難 た 50 綱 ~ 少きこと る 0 弔し且つその學を歎賞す。 思徒 後裔 資永五成子年七月十九日歿す。壽六十四歲。常省子答賣問の 州御舍弟加左衛門殿早速御出會御報雙之由御本意成義 174 あ 1 30 碳 して世々近江 獰猛奸譎人を苦ましむ。 元禄 九年十一月二 國高 島郡 子孫今尚その書を滅す。 + 横 山村 骨横山の一部 に住 H 孫右 歿す。享年八 衙門 御座 候加左衛門殿 0 長 十五。 男を 衙門激怒 卽 推 孫太郎 5 L ~ 祭。候。 その長 左の 鄉士 TH 文を滅すっ 御 とい ナこ 急速之 如 心得 50 直ちに 男を孫 'nſ 製御

### 月二十八日

万木孫右衛門樣

に才右衛門 東文あ り、學を好 8 50 松施 先生ご解すっ 文化元年九月十三日 現戶主を良知

中

江

彌

- 0

郎

季

K

百年 水の H 記を厳せり。 編者嘗て藤樹先生時代の日記 を一覧せんことを請ひしことあれざも、 未だその機

を得ず。頗る遺憾さなす。

略系

〇佐々太廣綱: 爺0 孫七郎 範 次

範次二男 嘉左衞門 第太郎、室無し

一範 種 — 秉 文·························良 嘉左衞門一男稱三五郎 範種一男 才右衞門又號松庵 當代

知

傳來の關係書類

中江常省先生漢文書簡 謹答 前田賢叔之趣向本全集卷一枚

同真蹟答質問醉万木子同上參照

蕃山 先生 實 錄 岡田季誠筆。同孫右衞門宛書通 前出。

一冊

枚

忠村竹涯の書院記事に 万木才右衞門範道常省先生に 師事せるこさを載せたり。 今明かならず。暫く疑を存す。

# **四八**. 德 田 氏

と先生 及びその 德田 の書翰 K り二派となる。今その一を万次郎といふ。 嫡子昌清宗兵衞あり。 いえ 近江國高島郡南古賀今廣瀬村大毒池 一通 (松茸を贈れるときの醴狀)を愛藏せりといへごも今散逸せりとい 藤樹先生時代の人なり。 の人にして東万木村朽木氏 大阪市に住す。その二を養子小二郎といふ、 然れざもその何れが門下 の臣なり。 なりしや明かならず。 %0 藤樹先生に 系譜 を按する 學ぶ。 同地廣 此 田 此

子並研究者傳

FIF

弟

325

五郎 小學 致 從 事すっ

原據) 万木清水機部の四氏直話の 末裔 德田万次耶氏所藏 系圖 Find 下末裔故松下岩之進並廣 瀬村大字南古賀澤清 同西澤忠三及び末 वस 德田 万次即 II. 14

# 四九、松下

內膳正 極高 る。 は其 松下 記和公に仕へて播州龍野にありしが、八十に及べる老母の郷にの嫡男なり。近江國高島郡船木村字南船木の人にして藤樹先下仲伯。諱は珍。太郎に作る 通稱武兵衞。俳名を正之さいひ、 河 ・仲伯。諱は珍。また幼名珍 井讃岐 守 等献 3 以て招きしも節を持して應せず。 藤樹先生に學ぶ。 元祿八乙亥三月二十七日卒す。 に在るを以て致仕し醫儒を以て業ごす。 野々村立圃 後故ありて姓を中野で改む。 0 門人に して父を家次ごい 邸内先筌の 側に葬 X ひ氏 部

書當家由緒書に日く。

小川村藤樹先生ニ入門いたし道義を諸人ニ教諭し寛永十三丙子年十一月神農之像讃 靈簿路傳に日 備前岡山 池田光收公江府御 10 往來之刻先生大津へ 龍田於"御旅館"御目見其砌仲伯隨身いたし御目通御竟被"成下」候。(?) サ乞、爾」今其赞之真蹟其外先生之筆跡書

顯考仲伯府君 李子團

奉祀

法名 感月了應居士

顯妣仲伯端人山中氏 孝子齊奉祀

無生永言大姉

暫當家由緒書ニ日く。

常省先生に隨ひ對州 月二十八日歿す。 其の 子鑑伯幼名團 年七十。 また珍太郎といひ了齊と號す。 あ h 勤學八年歸國し て益々學に從事す。後醫を學び父の業を繼ぐ。元文四年己未二 姓を松下に復し齊宮と稱す。 延寶八年秋十一歳にして

ノ韓國する 、成之僑有」之候へ共家臣さ相成朝鮮へ 罷越義古主備前公之御咎如何ト御暇ヲ 願被」致"歸國」候鑑伯先生に隨身し對州ェ罷在勸學する事八年 伸伯學松下魯宮繼伯此年之砌中野團七下名乘家名相續し松下下復姓ス。延寶八年庚申藤樹先生之子息常省先生學術秀才之懷ヲ宗對馬守殿 聞召御客分三而彼地へ下向之刻您伯十一歲之處隨身し對州公之許三罷有。 然處對馬守殿先生之學才ヲ被、成,御感稱,朝鮮國 八御 遣シ可と

法名 神略 了齊繼伯居士 顯考鑑伯府君 傳 Z 日 孝子藤奉

ME

姚鑑伯鑑人

孝子藤奉祀

岩之進 沙名 か、 本得難きに 0) たるも 學を算信 伯 に至りて子なし。 晩年に至 (1) 天如喬運大姉 後 0) を購 義伯 より Hi 本居宣長撰古事記傳 求 り陽明學 伯を 寫すことを得 寫本 に轉じ、末男伯季と計りて藤樹・熊澤 明治四十四年五月四 0) 得 伯周に至る。 難きものは門人の家を尋ね借 ざりきと。その他 の寫本を借り來り、 與 日 死す。 八八郎と 加茂真淵 稱 祀 90 終 伯季と共に六帙 0 絶ゆ。 二先生 冠辭考等若干卷を淨寫して家に藏したり。 り來りて之を寫し、 俳 名團 一を始 一文質穀 まで寫し め三輪執齋 舍と號 終りた すっ 槪 0 ね全きを得 弱冠 著書等自 3 も殘 O) 頃 堀 12 り二帙はその 60 0 Ш 藏 學

また皇

末裔

書

一一渡

を

好



此

刀工井上真改の大阪より 來りて藤樹先生に學ぶや松下家に滯留せりさい ふ。〈本卷第三四項井上眞改傳參照〉

氏蔵・藤樹先生行狀間傳青柳村田中等に参考さなてべき多くの書人ななせり。、松下伯季のこご同家記録に唯末男ごあるのみにて事蹟詳かならず。按するに せるし 0) 收録せり。特に川田雄琴子の藤樹書院に贈れる止善書院に開する記 みにて事職詳かならす。 按するに伯季は篤學の士にして版本孝經啓蒙 また開見鉄さ題して藤 事一册は幸伯季の筆寫し置けるものありて 樹·蔣山 ・教祭三先生の 書院所職 漸く流滅するか死れ 3/1 心學文集 ( ) 心學文集時期

たるも今その所在明かならず。 松下家に 陈 樹先生真蹟 神農係登を戦せり。 その他先生に関する資料多かりしも虚く散逸し了りたるは誠に遺憾なりさす。 **艸書館蹟亦賞すべし。** 明治三十年九月二十五日藤樹先生 门行 -1-4= PX. i) 扩 遺物 展 也也 何に 111 陳 か見

たりの

如如

類より 松下家の記錄正當家由緒書、正靈簿略傳の二册はその他の書類さ共に一括して同地天台宗真盛派西光寺按するに正靈簿略傳の載する所に依れば松下家に於ては天保の頃まで尙儒式によりて祭祀を行へるもの 得たるものなり。 括して同地天台宗真盛派西光寺に保管せり。 本配事は全く此等

右記事はすべて松下家の 配錄に據り松下岩之 進 氏の死亡年月日は本庄村戸籍簿に據れり。

今

一々之か與げす。

### 五〇、 中西叉左衞門

74 藤樹先生補 國高島郡 河原 傳第九項熊澤蕃山 113 村 安井川の中 の人ない 0 入門の 50 條 橘南 に見えた 溪東遊記 0 参照す に見ゆる馬子 の話を以て著はる。 事本全集卷之

#### 五 岡 田 仲 實

小川村處士さなす 父は間精神多くは誤って 父は間 の人のことなら 歿すっ Ш 仲 销 通稱 八 ん 女は熊澤蕃山の妹にして野尻一利の三女なり。 郎右衞門。 Ш 近江 义 右衛門 國 高島郡 門 弟子詩文集 道了 東 万木村今青柳の中 質は 业 船木覺兵衛 に淨土寺に保管 の人にして朽 長政の せる岡 子なり 萬治四年三月八日歿す。享年三十二。 田家 木氏那東万木村にあり。食邑三千 藤樹先生に學ぶ。 神主に傍記せる岡 寬文十次成年 田猪 の老臣 心 pg ナこ らくは 60

附

季至

鼠炎

篤 12 0) する 0) b 75 H 4.) む 加之 196 红 他 b 終 3 よ 處 15 > 1-15 1) H 杨 から 4: 1: 殁 1 省 0) 3 消 香: 1,50 班 時 生: 至 精 Ш n 23 -5-JA. 110 10 11: H た 0) b 水 -文 Ifti 11 知 雄 高 3 六 族 7,0 10 仲質 1-とす 死 3 島 --見 作 2 FAL 村計 7 1= 著 拾 郡 75 0) 7) 晚 10 (1) 年 足 旅 遺 te る 1-福 T 第 生 SF. 女子 6 之程 3 村 精 luk to 315 5 20 0 か 先 # 八 經 毛 百 稿 料 生 + 12 T 激 答 种 (= SF. 元 年 \_\_\_ 郎 b 3 L 老 12 勵 --0 0 忌 宅 氏 成 派 苦 忌辰 あ 4+ ji T 筀 を算 氏 說 日女 石 0 h 心 1) 服 陆 30 集三 3 實 0 0 菴 斡 +> 以 は 18 T # 著 旋 3 は 2 靈符疑 後 る 不 藤 野 T 911 岡以田上 大 藤 1-就 ,夏於洛 有 儿 傍 0) 档 る 10 溝 樹 よ 粗 校 幼」 氏 元誠氏寄附 書 記 解附內外八景 > 先 h 分 73 院 よ 1-せ は 生 2 りつ 阴 2 ---b 3 1-る 侯 治 常 0 8 輪 僅 行 3 自 0 簡 ---省 0 執 藏 1 15 かっ 家 一さ丁川 雜 -1-筆 は 子 齋 沿 13 ろ 敬 老 著 山 九 0 以 初 0) 省 74 通 卯は貞享四年なり。 澤 先 萃拔 藤 年 藤 從 子 + 年 稱 T 生 井 樹 樹 之 0) 5 H 畢 + 冊、 實 月 先 猪 稿 先 道 生 カジ 錄 左 現 生 1-生 多 賓 水 用 貞 至 熊 衞 學 元 万 L 全 力 享乙 澤 # 主 30 門 書 7 書序文 ~. 直 0 すつ 蕃 2 氏万 元 原 元 3 亦 政 II: 所木 山 稿 壽 0 誠 僚 正 0) 多 0) 藏良 る知等 0 氏 詳 .月 精 1: 長 見 友 准 孝 自 部 かっ 笠 な 詳 C 養 3 經 男 30 0 73 は 5 T 原 子 る かっ ~ 外 な 自 藤 世 5 藤 な 先 L 3 3 義 傳 筀 h ずつ 樹 樹 K 0) 0 n 師 叔 75 o 寫 書院 傳 先 ば は 0) 招 h 延享 # 今京 今假 本 ~ 生 44 2 晚 遺 かっ て之 文 あ 年 0 文 n 四 50 熊 集 都 寄 贅 b 1 To 家 7 J 澤 市 附 8 2 和 錄 1-せ 集 卯 氏 また 家 ず。 年 <u>-</u> 4 母 序 輯 난 0) 緩 事 30 京 氏 t 3 0 影 V 依 以 藏 晶 終焉 B 月 る 8 h 0 衣 存 四

#### 秤

1:00

HT

ナレ

住

部 0 所 物计 石 -3 III 11 13 4 b 11 後 (1) 20 統 價 知 值 3 (i) 1 6 足 文 る 7 0 集 は 成 絡 書等 言 編 篡 0) 西己 總 習 則 亦 委 動 カコ す 17 ~. n かっ ば 5 弘 すい 1 0 呶 編 K 者 世 す 72 0 る 季 加 誠 藤 氏 + 任 から 極 日 < め 7 -全 論 理 書 的 0) 7 分 る 類 頭 法 腦 Z

41: (1) 11: 1 1 1: 11: 1111 末 尼 假花 (1) 川战 部 苏大 分 随 即 110 t, 0 先 1/11/4 書 11: 體 几 --極 沙文 B 发 7 四 美 1 歲 季 誠 氏 0 能 書 乏 よ b T 知 3 to 得

7,0 14 1 儼 Till 部 分 3 ili nu 别 子子 6 3 > to 見 13 卽 5 前 人 0 著 と自 記 己の 7 記 私 述 3 記 70 峻 0 \_\_\_\_\_ 别 一字を 1 72 置 3 0 3 是 且 n 2 同 白 氏 紙 カジ 枚

0)

條

to

自

1

交字の脱落者 他人の年寫 上私意を挟まざり した くに 3 行文ご見做 3 しこごを明 0) な 1,1 すべきも 12 は 許する H. W. 当す も の) 0) 極 と云 1-めて少し。 して全書全體に互 ひつう狩 兀 IL の緻密 つ誤字脱 なる性 りて信を置 文多きも 格を想像するを得る くに足 0) 首) 3 に反 3 肝 1 以 亦 [1] 此 氏の 1-すり 全書 1, ほ

、知信

一、浄土寺に保管せる岡田氏の神主、位牌並過去帳

考道了光信府書神主

子 岡 田 猪 奉祀

陷中に 故久右衞門尉岡田氏號道了諱若字光信神主

本生考 舟木長政府書神主

岡田猪奉祀

陷中に 覺兵衛尉舟木氏詩傳字長政神主

合致すっ 看日 11 [11] 猪 [1] を以て 元战氏所持口 仲實ご為す 過失帳に正保元申年五月七日舟木覺兵衛ごあ 以なりの 1) [ili] 田猪が甲申之夏丁。父憂」さい へる門弟子女集中の女さ能く

歐此 船木長政夫人岡田氏神主

孝子 太 奉 祀

隔中に 岡田光信市孺人秦原氏神主

字を削るこさを忘れしも るは解し難しつ べきここ勿論なりの 制品 书 日くつことに 或は疑 船木 30 のには 長政夫人岡田氏ご 此の神主もご又右衙門氏の室を奉祀せるな後その表面 おらざりしかっ へるは系圖に女子 また孝子太さい へるは船 船木覺兵衛長政室ごい 木太を意味するものにして次に掲 の文字へ削りて長政氏 へるさ合致すれ ごう属中に同 ぐる野児氏が祀れる の室が挙礼 [1] 1 北 信前個人類原氏ご 而してその [14] Ш 太ご M

**鼻妣 仲實公夫人野尻氏神主** 

孝子 岡 田 太 奉祀

また浄土寺に奉祀せる位牌あり。左の如し。 脳中に 故野尻夫美津大宗婦二祖神主

施士 領家村岩佐氏

神土寺過去帳八日の條に左の記事あり。 光 常 智 大 姉 (本卷第四三項岩佐光伯の條參照

萬治四止年 寺内に土葬する

智 信 女 三十二歲

岡田安右衙門 (主さして岡田家所有の系譜に據る) 母 備前人也。

光 後號道了衙門又右衙門

父子. 長谷川善六室 船木覺兵衛長政室

編者日く、光関神主光信に作る。

岡田八郎右衛門

14

强 明: 岡田又右衛門光國旗 船木覺兵衛長政

備前公臣 熊澤了介伯繼娘(編者日く、娘は妹の誤)

仲實領主朽木河內守元綱公二男從與五郎公被召。賜長尾邑內五十斛。 寬文十戌四月二十八日仲實卒

則以印結鳳書爲縣令。芳文今猶在干家。

III. 岡田安右衙門

父 [11] 一回八郎右衙門伊實

[:]: 熊澤了介伯繼女(編者曰く、 女亦妹の 誤

山中膳左衛門女

**交仲實歿後卿命趣江府仕事正綱侯** 既五甲依病致仕。 正德壬辰四月三日直政卒。

[17] 弟 is. W. W. 光 浙 傳

八七

华之丞早世

某女女女女菜 子子子子

不 早世

创安之水·七郎 li 衙門·十之丞·尚 HIS 八郎右

衛門賞は

仲

I

男

母父 問出 1/1 膳左 安 右 衙門 姐

图 H 氏 5) 瓜址 ごその

仰 [3] 11 H 季城 儿 三氏 の邸宅は今の青柳 0) 慕もこ > に存 村 青柳喜 せ りつ 常高 また 等 季誠 小 學校 IC O) 質 0) 小 敷 地 野 死 内 H 1 0) あ 克 b L は 2 8 0 0 1 路 L 地 て、 淨 士 慕 寺 地 0 境内 は 2 1-0) 路 あ 按 h 地 1-あ b 7

四、 季诚 氏母の 為に賀筵 38 張 るい

季誠 IC て参考さなす。 は享 保 Fi. 年その 歪 吊 山 F 3 R 0) 為 1 八 ナの 賀 從 多 張 n 90 今その 歌 集を 得 12 n ば 序 文 並 1 和

賀 和 序

ふかく 此は 11: 別公に親賀 けなかりし ハ藤 部は天に ぶろべ 族 さきも 小水 樹先生の門に 山山 かか かいりて かり君のみにて養育したてたまひ 1: 7 題なこふの げによれり。同田子愛目のこころざしふかく古稀の年を超て八十に満たせ給ふ事なかざりなく悦びこれを質せんさて みさほかはらざるも先考の徳のたよぶ所も遊かられなるべ のむしろにのぞみてみきすいめ 8) 遊びて其如友息游子ささもに文學びだまふ事年有 Fi いなびがたくて揺き筆をはせて書つく事しかり。 Mil の第一 公そのこくろざしか感じたまひ鶴遐年友さいふ題な場 たり。ことに江 no 陽琵琶湖 がりいく下 母君女徳の 0) 14 世もさこさぶきせら illi 島郡 功高く仁義のことろざし篤さな以ていさけなきより交まなばせ Ti まいさに同 て発か以て其婦 木 の里 1.0 [iii] そのいさかしにてひさいなり家もゆたかに子孫もさかゆく H たい 子季誠 ふ。一族朋友につげて和歌 []] if-やつがれ相まじばる事年久しく親しければ此あら の孝心にこれえて万木のな をいざなひ給ひしさなん。それは過しむかしにて の母君こさし八十のこさぶきにの を勘しみづかららよみて () 松風もけふさらに干世 はり 萬の 給け 御こころ川 中院源 賀 ましみつら 处 [iii] たよば 事す ないらき H 子いは Ri べて 51 机 100

書

希

賢

政

豐

辺 年,

者にたれつれて干させの坏かへん

おもへば傷のうらの友露っ

八十ふる老り若えて木さなく

なれて契れよ千世の友づる。

老の波たちそふかげを水かどみ

よはひくらぶる千代の友づる。

幾千させ馴て久しき友なれや

よはひかされる鶴の毛ごろも。

幾千代で君をいはひて久かたの くしめに遊ぶ友鶴の壁。

ちぎりなくなのが千年のよばひなも

君にかされよつるのけごろも。

この宿の松に馴わる老づるは

千世に八千代の友さ成らん。

常盤なる松に馴わる友緒は

幾千代かけて色もかはらじ。

をのが經ん千世のためしもたらちめの

すぐるよはひにゆづれ友靍。

千世万代の末もかはるな。

もろさもによはひん契ろ友額よ

מול

迫

みづから八十させの賀に鶴遐年友さいふことろを人々詠じておくりたまへば追て加へ侍る。

[11] 弟子並研究者傳

女

40

よ

慶

安

女

1:

F

通

德

伯

鑑

ij

女

う

季 誠

するしげ妻

八九

季

誠

母

老の

またたちかへる千代の友賞。

右歌集すべて三十三首を戦す。 原被 岡田氏系譜並適去帳。墓碑。淨土寺保管岡 今十一首を投萃せり。 111 氏师主 淨 视到 F:1 歌序文 常省先生文集

## 中 江

北小路俊光日記。藤樹先生全書序。朽

水修理

系圖

集卷之 さる 郎右衞門の子仁兵衞を斥せる 胺 樹 1 もの) 先生 四十七門弟子詩文集中に中江 あ 0) りつ 叔父に 己卯は寛永十六年に 印证 郎 ものなるべし。 右 衙門さ 三と融 して中 5 る人あ 4 江 73 3 50 即 の三ヶ所 右衛門 寬永十三年三月七日 U) あり。而して氏の作さして題清水物語一四月建 歿後三年なれば、 行年 此の中江三なる人恐らく Ħ. 十九歳を以 て近 りつ

本全集卷之四十三藤樹先生 辅傳中江 1氏系圖。

# 崇 保

先生の 古を以て同一人となして崇保軒の子となすものあ 中 江治之元立、 叔父なり。 に族弟好古さいふ朱書 本全集卷之四十三藤樹先生補傳中江氏系圖。 先生 崇保軒で號 に學ぶ。按するに崇保 し右門と稱す。文集二景保軒門 あ り一岡 田氏本) 参考すべ 藤樹先生行狀間傳。 軒のこご諸書 りつ 文集二送信古文ありつ 湖界 傳 小川村の人なり。 起聞 3 るどころ間 々にして一定せず或 京都に 文集四 ありつ に答っ質問の 堂上 は 1-1. 文あり。 引 古义 かっか 以好

#### 五四、中 江 數 馬

F 3 iL 數馬 、諱は立重、與市ごい ひ女庵で號す。 小川 村 U 人なりつ 藤樹先生の再後兄弟にして京都 -1E

50

业問田氏戲稿

此 家に 195 ふ 本全集 卷之二文集 儒 聯 何 並 漢 和聯 句に 見え

藤夫子行狀間傳。 志如讀 子倫補 校中江藤樹先生年譜

# 111 寅

き何れ すべ 板倉 华石 るの中川 布 一谷に葬るに作る。 條樣 谷川 Ti 院殿嚴有院殿に度々御目見云云。」といへ 御方。 111 守 Ш ili 知此深審山の門人に野尻 善兵衛貞良·中西 また 修養に 村 k:+ 本 仕 は光政公女也。 はよ するの なりの 面玄トその人の 關する語 り藤樹 小 -3-孫永く備 偶、公の病死により家斷絕 字は惟 先生 父はもど尾 句 孫右衞門常慶·山田 『藤兵衛山の父二 束髮被 に師 0 前候に事ふ。 散見せざるものなし。 直、 事す。 為人をも推 如付 張 通 0) 稱 系圖 を儀 人なり。 賜 郎八 その 加灣百石。都合二百五十石。 一に曰く「備前之國守少將光政公に御 左 知すべ 九右衞門·中村又之丞·吉田 ho はく蕃山の母 衙門さいひ、 遺物は小川村に在 し宗家備前少將光政公の臣となる。 惟直 元祿六年九月二十九日京都に きな 以て江 小川 とうのせうは 60 老慶の 西 叉玄トとい 0 養子 學徒が如何に受用體認に重きを置きし る同族山 い三宝 となり 將軍公印御使者被即付一每年家職罷下。 ふの一に玄朴 新兵衞·岡田八郎右衞 本・堀田の諸氏之を保管して今に 谷川家 可三等の 於て死す。 師 谷川 の始祖 被召出賜百五十石。 立卜從 書通 次郎 3 あ 百萬 なる。 右 50 門仲實 90 衛門 2 遍 重 立ト寛永十 0 重久嘗て 生以 外の子に 一二を除 一の門人を かを察 るの

節に、 女トまた敬 nith 0) 念極 めて厚く 嘗て小川村氏神神計 へ見馬を 獻じたり。 谷川 平助の同族に おく れる 書 通 0

(前略) 八奉納 然皆 祭禮兒馬を初 御村氏 神祭禮之節見馬ご申 め中候よし 云云云。 П Ш 一而子 本源內氏保管書 供に 冠 を着ゼ白 |衣か着し馬に乗申-候由是は寛文年中谷川儀左衞門 惟直 條關白ゟ拜

行故例 神事でして今に存 11 50 (藤 樹先生

藤樹先生年譜 111 張光銀の -5. 1) 諸氏の谷川玄小に その 序に于"貧仕於躁方」さあれごも谷川子が躁州に事 おくれる書 小川譜(山本源內氏保管)。 山本紋二良氏所藏 明かならず。

H 弟 T. 並 研 究 者 傳

へたりさの事は

領致し氏

藤樹先生全集

#### (基考資料)

# へ二板倉重矩の谷川玄小におくれる書通

先月二十一日之御返札殊に書物共御取被,下黍存候御受用躰具二被,仰聞,親切成儀一段得,益申候採何茂無辜二黃口寄合勵中事御座候。

一、三社能宜板出來次第御取可、被、下旨滿足仕候。

助右方へ先日遺候狀則便 其元板屋へ書物目錄之通入銀仕置候間御 一候而 被 」遣破、下候由系存候。又此狀用之儀申遣候間慥。御属可」被、下候。每度御六ヶ數鑑。候へ共賴人候。折簡憚 六ケ敦候其右之本屋共二御草、 出來之物御座候はゞ御請取候而 此方 ~御 国可 被被 下作颗人存候。

板

倉

主水

佐

重矩

花押

#### 八月七日

入早々印入候。恐惶謹言。

#### 川玄

### 玄ト株

## 人々御中

尚々色々受用外申人度候へ共折節難」去憚入候故中殘候いろく一御床敷存計 と御座候の 以上。

八二河村平兵衛の谷川玄トにおくれる書通

候。熊澤氏 根数くあぐみ中事こ 新春之御慶日出度申納 毒に存候<sup>o</sup> 御座候の 恐惶謹言。 し少其許ら 將又此腰中村氏御上り緩々ご御唱可以被以及ご存候。其許御受用体照之奉以察事二御座候。私義随分ごハ存候 逗留可□由御座候定而緩々ご御咄被」成□□らんご存候。江戸→淵、興起ノ山大幸下存候。予ハ同心相牛加不」参候段氣之 御座族の 修い 其御地獨々可」為『御無事, ご奉」察候。當地別條無, 御座, 候。先以貴樣御祝言首尼然相調申由承候て目出度珍重。存事 日用心上ノ口違申事皆細か成病ゆへご存候へごも存儘にわきまへがたく氣之毒こ 御座候のにぶき恋さ存事ニ へ共少心見へ申程種々の病 御座

#### 一月五日

# 廿川玄ト樣

尙落合丈御無事之由拙者方へも切々□□□こハ一入透無,御座,候由御受用も彌々進み申□存候。岩田氏も爱元 左候は下落合氏も可」在 |御越|かざ存候事に御座候。以上。 へ當年の御越族はんやさ存候。

河

村

4

兵

循

花押

# 五六、谷川左

谷川左助は小川村の人なり。 字惟照、初名市之丞質は堀田七藏の子にして玄卜養うて嗣さたす。門弟子詩文

集中に谷川左さあるもの即ち此の人のことならん。

原據一谷川氏系圖,山本源內氏保管並山本紋二良氏所藏)

### 五七、山 本 茂助

1) 後ち 松小 となり。 1 din 林 Hoi 石見守に仕 傅 彩 譜を案する 0) 顧 000 問 暫く識して後考に備ふ。 を引き 文學博士井上哲次 茂助 へ知行二百五十石を賜ふ。 が先生に學びた 一醇乎純矣」であ 小川茂助 詩 郎 義政小川 正 著 b b といへ H 本 のことは 人左 陽 50 寬 朋 永二 衛門と 學 按ずる 派之 明 年石 か 稱 なら 哲 學所載 見守病 i 1 2 後山 小川 n 死其 茂助後山本茂 ごるい 本 藤 樹 久太夫と改 門人 0 家斷絶するに及び本國 その年代と環境より考へて有り得べきこ の條 は小川 む。山本九左衞門尉政秀 1 1 小川茂 村の人にして谷川 助 を撃げ、 一に歸れ 寅 滥 りとい 0) と同 井太 子なりっ 30 族な

原據)山本氏系譜。(山本源內氏所藏)

# 五八、笠原竹友

排字 等原竹 洛此 友は小川村 者ごも の人 50 なり。 藤田 松下家の 正撰熊澤蕃山 舊記即 傳 ち改當家由 承 應二 年の 「緒書 條下に左 1 南光坊天 の記 海僧 事あ E (1) 甥ごす。 まった 口 碑に 戰 或

頭而 初伯 少機煮為一下物一相與和」舊 絲 我= 而」之。繁躄徒步。詣"遊族主人。或」見。伯繼子。遊旅主人見"其微。而輕」之不」爲」禮。乃陳,姓名。良久之得」之。伯繼驚日。 在, 也 近江 題展出迎 Flit 一笠原竹友一同 「竹女不」拜日。吾疲矣。直路,堂廉。伯繼手爲解,其 終行劇談。 學友善。及、執。岡山之政 。解と教而能。 。見者真、不,暖異,焉 いんが、オー 赴"關東"祿位既優。關從甚盛 鞋。竹 友笑而謝。 「和携升」堂。開」尊命」酌。竹友素語 。途宿"大津。竹友聞、之。撼潰魚膓 伯 機階二 笠原 道以"竹皮。 先生來耶 姨。 何、不 掛。杖 出。向

頗 る 以てその 0 面影 寫 を偲ぶに足るも 人を知る 足ら のあり。 んっまた 左 0 文は常省 子 0 備 前 より 賜 暇 歸 省 せ 3 時 0 贈 とな 見るべ

くし

7

14 111 111 の遺跡 はらく 化 顺 0) 命る 1) か ~, b) たまひ、 愛なもコ聞も、 形なきにまみえ、 ひさり むかしたお もひ 出でら ん時しも、 藤 337

門弟子並研究者傳

0) ざかりにて下行く水にかけひたし紫の浪立ちてこれぞかはらぬしる人とはみたまふらむ。

高島や小川の水のきよければ

ながれにうつるふちのかげかなる

繋の色に心やそめつらん

ふぢさく宿のおやさ子の

しのひさりの上にさずめわれば、 かしき言葉がきたそへ御わらひ草の種までならし。 こさの林はつきならなくに親の海も名のみして、水ぐきの筆のあざもかきたえぬれば、我にかはりてさうちうなづくをたよりさして、一 たそへてたまはりぬ。 翁よろこびにたえずおもひ侍りけれご、師曠が耳もおころへ、離婁が明も色をわかず、つくもがみのよはひご老いわれば ここに、笠原 の翁はさらにおもひ奉りし藤樹にわかれてより此のかた三十に及ぶ。さしはふれごもなほながらへて侍りわれご、鰥寡孤獨の四の あるかなきかに門さしこめて侍りした、 からのやまさの名に高く心あるさまの人によせ二首の詠にこさ葉がき

站

老樂の宿にしあればおのづから

はむぐらの道さなりぬる。

世の中のすぐにしあらば吳竹の

うきふし身をもいかでいさはん。

(原田知近氏所藏断片)

月十六日卒す。諡安養院覺法理正大姉と稱す。子なし。 翁天和二五戌年五月二十九日卒す。諡して養玄院山仙竹友居士さいふ。邸内に葬る、 同門の友中野仲伯の弟半治義叔を養ひて子となす。 室師岡氏貞享二乙亚七

笠原義权

今参考の為め松下家記録正靈簿略傳の記事を添ふ。

部侯ニ暫仕官ス。後江府ニ在リテ高島正因ト名乗り醫サ業トス。〈頭書ニ正因元文元年比太田備中守家中ニ有〉、中略〉義叔寶永 は往返セラレシトカヤの 中野家次次男幼名大五郎、道稱半治、上小川邑笠原竹友ノ養子ト成ル。武備テ好テ常ニ着コミトヤラン離サレズ。若州之家老都鎮氏ト學灰ニ 法名正翁務貫居士o 則中江君ノ門人タリ。若州御家中板倉氏ノ女ラ娶リテー子アリ。市良ト云。後大五郎諱一ト改ム。不如意三付大溝分則中江君ノ門人タリ。若州御家中板倉氏ノ女ラ娶リテー子アリ。市良ト云。後大五郎諱一ト改ム。不如意三付大溝分 墓銘笠原義叔墓ト有り。 兩親ノ側ニ罪ルの義叔沒後二十八年ヲ經テ三人ノ石碑ヲ建っ 其親文o 元甲中年十二月

享保十有六年歲次辛亥越已旋朔七月十有六日丙丑同田季誠志村氏松下繼伯同姓義伯敢昭告

于

笠原酱农神位

理正端人師尚氏靈位。

今茲替,建石碑、祇以清酌楽盛謹用伸,食時

饗

問記) 因みに笠原氏の墓地は滋賀縣高島郡青柳村大字上小川字愛神にあり。

# 五九、志村 古 久 附 研究者 仲 昌 及 儉 聲

父名周 檢 1 3 するや。 10 败 1: 志村 太 郎 11/1 15: 12 周次就 2 4: 50 は小 6 11 III 30 敦 從 また 川村 6 弟也 2 て學ぶ。 朝 6 鮮に住 の人 同 [4] 書に 50 第仲昌 なり。 す。 天保八年二月中齋亂 其兄次郎兵衞 世 師 賴 秀次の 通稱 』事常省子。仲昌號、常耕。周介之後。世爲、書院長。予所、識 0 子を 忠 後 左衛門 善繼字 裔に貞 一秀次吉久嗣清兵衞久重は 延 子 を 周 一寶七 あ 起すや之に與み 次 50 3 己未年二月六 5 久 重家 30 天保三年 0 日 神 して大阪 常省先生門人と識 死す。 主 大鹽 を保 管す。 1-中 竹 横死 齋の 涯 の書院記 藤樹 せ 30 せ 者名周治。字世 50 書院 享年二十六。 事 湖學 に來 1 藤 調 紀 樹 聞 先 賴 7 生 學を その孫 世 志 0 賴之 門人 村周

1 るによ 如 止年八月十八 20) りて何 通 和 苦今傳は 治 te 1: H も以 循 死す。 111 0) 5 [出] 良書を傳 す。 Ш 享年 季誠と友とし善し。 殊に惜 九十歲。 しこどを知るを得べ 1 むべ 同郷志村清五郎はその しとい 篠原氏本全集 ~ さる 孝經啓蒙·四書啓蒙·文集 また晩 に依 系統に屬すさい るにまた別に藤樹 年 藤夫子行狀 聞 傳 等 先 生 0 篠 一全書を 卷を著は 原 氏 編 本 せり。 註 解 せ 1-ろ 散 B 明 和 見 0) せ

神主

腦則者 吉久府君 神主。

主

弟子並研究者傳

題 Mi 頭 加且 肾中 肾 处 处 中 1 1 淵 故 故 币 志村清兵 H 16 宝人 嚴 村 fili 古久変 君 人 衞 尉久重 )jiffs 洲 Hill 油帕 [1] 1: 1: H 加申 师山

主

主

中二 故 志 村久重 一次中江 II. inte m 饭 哪中 主

志村 村忠治 っ左嫡 衛子門 日王 即公 死曲 兵 OSF fins 日明仲志村 年二年延们志 七日 17 死和己昌 村 十死月三重周 七二丙 〇行十寅 治 行年八月十一八**个** 左 衛門號常耕 誠 엛 之助 明士 六日年寬 門志村 十死六政 射局 7十戊 別 行十戊 甲五午 治一份 治 py 年 月 年四年天 六日三保 十死月二 。 二辛 行十卯 利用治 七日 周 死 寬 次 行 年 次 滿日年天 横於二保 機 於大月八 機 局 。 版 十丁 天九西 志 -1 村貞子氏所藏系圖 志村貞子氏保管 太 郎

子

なすは系譜さ合はす。 名古屋市 恒河吉毅 H 八所藏作 樤 濟 400 184 () 藤 樹 先生 真難 跋 1: 翁 14 T 11 111 村 So 而 志 村氏 其 北 鄰 也 八世祖秀久七 111 祖正 吉從翁學爲。」さ

恋村倫職は古久の後裔にして諱は 附 AFF. 究 古 志 村 士倫或は 儉 廠 · N 2 人の編す旅名 6. ず。惜むらくは常樹光生全書自然 N 通 科 七之丞竹 邻作月 - 左 - 左 - 近 - 万 涯 3 京:一际 號すの 缺自急 幼 より **略等**第 讀書を好み長じて詩を能くす。答て朽 樹光を即変のから 新査料を照 無のは、一般などのでは、一般などのでは、一般などのでは、一般などのでは、一般などのでは、一般などのでは、一般などのでは、一般などのでは、一般などのでは、一般などのでは、一般などのでは、一般などのでは、

木氏の名に應じて

340

二十九親交あり。篠原元博氏の來るやまた資料を共合せる一記事在朝鮮編之中集補機樹先生書翰集大阪市石崎西等あり。 教官たるこさ五年の 篠原元博氏の來るやまた資料な供給せるもの、如し。 明治十四年十一月二十七日死す。享年七十八。著書縣水館雜抄、 また三宅石菴 編藤樹先生書簡雜著寫本氏所藏一册ありる 新聞鉄、 藤樹先生年譜( | 大鹽中齋の來たるや年齒| || (村) || 大陸中齋の來たるや年齒| || 大陸中齋の來たるや年齒

院門人等に關する史實については種々首背し難きものあり。 編者おらへらく 竹涯老が藤樹先生の遺著を渉獵して諸處注記 或は後世を誤るものあらんを恐る。 を施せるもの参考さなすに足るものあり。 依てこゝに附記す。 然れごも先生及び遺族、 書

原據 生書節雜者。 神主並志村氏系譜。 湖學紀州 万木良知氏所藏蕃山先生實鉄與書。 川越治吉氏所藏軸物極書。 大鹽中齋致良知三大字跋並寄附狀。 竹涯筆藤樹

# 六O、小川庄治郎

まで深く考慮を挑ひたるものの如し。 る淵 もあ 心此 し秀宗で改む。 小川庄 h 0) H 八等 地に隠 とい 治 3 即 は小川 ふ。先生歿して後遺子皆出でて他にありしを以て同門の士笠原・志村の二氏または先生 相謀り或は近郷の諸氏と協力して春秋の祭祀を營み或は書院の修覆より先師一 n 八右 てより世 村の 衞門孝則の子なり。 人な 々節を持し 50 佐 て仕へず。 t 常省先生書簡の 木氏 祖父九左衞門嘗て豐臣氏 0 臣 秀宗醫を業さし、 小川城 主 節に、 主 膳 正 源 に事 また武者修業を為して参河 秀康 の裔 へたりしが 1= て世 大阪陣 々郷 士 0 節故 72 90 家の内事 邊 1 南 諱は惟 至りしこ h て暇 0 に至る 隣家た 孝後 to حح

一、講堂春之祭礼も何も御出會被」成候而御執行被」成八月忌日之祭奠。同志中御來會貴樣降神御務被」成候而御執行被」 之下不下,感謝候。 然と講堂之やれ損じ 付致 ||修覆||可\然さ思召候而積り被||仰付|候よし 委細源兵衞方より申越致 ] 承知 成被」下候由寔御 一候云云。 厚情

といひ、中江敷馬書簡の一節に、

其元講堂之義諸事賴上候。同志中へも乍"慮外,宜預"御心得,□ (不讀)

といひ、また常省先生母堂の書狀の一節に、

され候よしかたじけなさ心人のだんかんじ人御禮申つくしがたく悦入申候。 そもに様こさの外の御きも入御せわになされ 候 みか様 御きも入御くろうになされたのもし御さりたて彌三郎末!しまでのためおぼしめし 爾三郎も聞候はどさぞんしてもに様がたの心入一入かたじけなく 341

悦申候はんさぞんじまわらせ候云云。

洮 正 狀 則 0) 並 と共に藤 个 > 志 儲 如 尚 村周 傳 り事 < 後 75 次 大 樹 にてその きを 阪 持院 を招くっ 近 ( -得たり 至り 济 0) 守 家 沈 周次急遽彼 心 跃 3 心 た 臉 Te 10 V 训问 知 に於 30 75 1) Hi. 得 3 て字津 0) 111-0) 1: 0) 地 13 かい 孫 1: らず。 至り事 に城太 木 Æ 氏 0 郎 1 夫秀則 計 元 は を開 旅 與 特 べみす。 + 六年 17 (a) 30 30 秀則は 九 天保八 大鹽中 月 十五 刨 二三日後れ ち 年 齋の H 彌 歿す。 1 3 來認 郎 齋凱を起さ H て伏見 享 するや人 3 年. 親 詳かなら 交 深 に至り h しく どするや かっ b 亂 す。 此 を開 0) ど見え、 家 排 -f-に托 採 きて (= 水 稱 1) T カコ 志 乔 B 村

#### 略系

源川 不秀泰 右衙門 水 H 庄° 治。 秀宗 助 左衛門 籼 城太夫秀綱

秀則———勝治郎秀陳——「喜代藏」

秀

和

#### (製業

城

治

郎

秀

城

太

夫

イ、神主に顕考任量府君神主ご識せるもの一基あり。その何人なるや明かならず。

QIJ らき 慶安三年版傳習錄 た陽明學か嗜みしも W. 水應 0) 年版 如し。 王陽明先生文錄鈔 暫く疑を存す。 0) 各卷末 肉筆もて 小川 孝則 祀 押あり 1) 之によりて之な観るごきは秀宗

題

1

詳

かっ

73

當家傳 丁亥 來 0 藤 元 旦詩 樹 先 生 真 樹先生真蹟 筆 その 他 左 0 如し。 多くは 各 編 幅 0 解

**一** 

一、學術便蒙斷片 同上

中

庸

解

同

Ŀ

册

冊

内三枚門人の 相 して其の 枚には藤樹先生の 正誤書入あり。

间 J: 枚

卷末に和歌 五首年句を載せたり。

HIL らくは誤。門人の筆ならん。 恐機能機先生真筆さなす、恐

0) Pisi 200 頃にや東京附近某の有に歸したり。 樹先生真筆寫 惜し

いかな、

幅

冊

その住所氏名を逸せり。今その副本な藏す。

HJJ 治三十八年七月下 大學考並 の中庸績解で共に藤樹書院 奉納せり。

解

藤樹先生真筆

1

庸

續

[17] 人の敬寫に保り、 弟 論 先生の真筆堕簽あり。 寫本

省先生母堂書翰

常省 1 3 江數 11: 馬 書翰 書 翰

泉仲愛 1 1 jilj 常慶 書翰 書翰

論 Hi 義 鄉 利 "hije 災 11: 傳 書簡 寫本 0) 部 寫本

冊

通 通

花 藤樹先生 暴 會 全書 約 文集

M

弟

-j.

亚

研

沈

杏

傳

部分に真蹟 もて枚数記入せらる。 冊

今眞蹟整

理 本で呼

又綴込の

通 通 #

册卷册册

九九

傅 33 錄 慶泛 412 本

F 111 [1]] 先 11: 派 應 4 本

部 冊 HH:

器 Ti 大成 論 書寬 入永あ三 1) 年 版

中市 道 大 美

被 ti 45/1 道大義 fli iil 11 11 傳說に 111 II. 《系圖》 よれ 過去帳。 17 膝 樹 先 11: 件 11 作さなす。 城 太夫の 中郷に 恐らくは 沙山 灵 たた HI'V たいっそ 北 0) 0 副 弘 本 10 3

#### 吉 村 氏

て大郷侯 十八日 享保 保 11. 所久石 [ii] SF. 车 日禪智 九月 志相合して 智院宮家 問 0) 100 院宫 書院 111 五日門 Fi 氏 より 右地 售 3 0) E NI 記 7 Til. [1] 说 1: 15 141 御赦免を買 末等 4 41 1)0 推 H 10 相 道 顶 議して 氏を介し 3 循 最 外三名 n 3 江江 し出 詳 54 てそ 村佐 堂地 0 細 大清 宛 1-0 YIF. -( -5-Till I 末 右 7-御 御 命を 衙門は門 3 役 死 述 人中 訓 0) 計 間に 顺 12 [11] 51 -1 7: 学 御 10 3 7: 0) 1 禮 颌 3 後 3 E 3 0) 9 簡にして 挨 机 分 拶 戶 談 部。 1-候に 狀 10 主 書院 iF. 一十十 同氏 中に 紀 4 H II: ろ 1 H 代十の四段は 同名 中に古 たるこさ 記 一祖は必ず 南 (.) 00 村佐野 名 1: 者) 古 3) 1) 1) 1 之に ili P ti 先生若くは常省子 割六 丽 福 在 1 [11] よ 3) 1) 好 芯 1) n 辛 北 村 H: ば きゅう 常 竹 -ti THIS 月十 VE 1) () 膝 ,it 部守 0 三日 ALL F ["] 門院 院 亡 1 iid 1111 を守 72 11 所 岸 12 3 HEE 地 1? ~ rfi" -5-一と思した 1) 文書 0 儀 遺品 中 御

元和 五己未年八月死 村

11

之なく

PI

価がに

系譜

後も

ろ

0)

20

之か通

in in

す

に佐野

右

衙門な

ろ

人な

Lo

然れ

ごも

Hi

<

よ

4)

-li

村姓

10

稱

-5

3

6

()

近鄉

全く之なけ

12

11

11

III

として

死

1)

る高数

る高数分 依島頁部

OFF 究の

餘

地を存す。

左にその

系譜を摘

銀

-

後

日の ろ

冬

考さなす。

九 衞門 源

元

道

古

新

衙門

原

次

道

代 代 承應三乙午年 元 顺 九 两 子年十月 -月 死 死

村 太 H 原 IE. 次

以下略之

合

左

膝

樹

先生

SE.

語本全集卷寬水

十五五

年

0

條下に「今年

始テ

谷川

iji

洛

合

左兄

游

來

テ

紫

7

[11]

--

177

77

11:

詳 真新 VII 行一致 し見たし るたべる 知繁 る動 少先 邻生: 附真 後別 害其 11.00 Ji.他 バに 直より ICT 本門 册人 念山 末に 中永 刊田 追權。 泰德 IK()" - 415 群院 法德

施 あ 50 远 は ďi 0) 雁 12 秀. Ink 族 村 翰 1-15 は 集 Jr. 信 あ 補 らざるか 遺 0) 川 に見え 1 1-暫く 送 疑 12 n 50 を存 る 書 40,0 按ずるに 状に「落合丈 淵 岡 云 山 一五の 0 門 語 下に富松祐 あ 30 鄉 貫 庵 事 あ 蹟 50 俱 京 明 都 かっ 0) な 人なり。 5 富貞

仰 水 0) 滅 相 中に 亥 門弟 あ t, て、 子詩 今尚 文 集 、本全集卷に寛永二十 同 兀 の愛藏するどころな 癸未 年元 60 日 0 詩 あ りつ 此 0) 詩 は 藤 樹 書院 0) 隣 家 淵 田 岩 次 郎 氏

2

line 車F 書翰 集 補 遺 之二十七二 書通 南 50 書中令室高 橋氏 3

會 るに せるは恐らく 心 より 0) 門 て、 75 **師養軒** b は JE. な 保 る は 京都 ~ 年 なる に住 べく、 せ る また 人なるを察すべし。 ひにまかせ近年之内致。上京 今その文を精讀する 0 死 を云 候 て互互 ^ 12 3 受用 0 す 0) 體 あ 7 認 2 n 8 ば 0 深 申 先 き士 承度候。」とい 生 0) 此 0) て先生 書 を 裁

非 るを し之に略 ざる 知 か。 るい 解 然れ 表紙 18 純 附 3 に伸 編 者 もそ 12 純 3 甞 0 のニ 3 T 如何 0) 字あ 1-小 冊子 なる人 て、 h 多 なる 或は疑 筐 末尾 底 か。 1= 30 和歌 得 復知 12 bo 伸 五 るべ 純 首 な 华 披 かっ る 多 き見 らず。 8 載 0 せ 3 先生 72 1 50 藤樹 0) 先生 門 之を 下 1 精讀する 0 して 真 蹟 親 12 に して、 しく之を拜 先生 聖 晚 學 受 车 1 した 0) 0) 思 術 る 想 語 B 1 多 屬す 0 列 記

木 氏 氏

H1 4= 原氏 老母 志村 竹 涯 編 藤 樹 先 生 國 字 書 簡 補 1: 伊 勢人 1 作 るの

前 同

加 以 几 以 倭歌 K 174 編 氏 膝 之十十七集 樹 命 卷出 之花 づ。 翰 寬永十三年 詠 歌 1-見え 丙 12 50 子之春 書翰 先 生 集 拾 0) 和 遺 韻 あ 30

TE 倭文集 心 氣 理 想 論 之本 多照。

[1] 消 Ш 所 滅 雜 記 越前ツ ル ガノ人」と見えた 0

[11] 弟 -7. 並 研 究 者 傅

原 南针 集 JF. 料 答友 人皆旅愁。倭文本企集卷 にいえ 13 6 0 [14] H H 本 題 THE 1-寬永十一 年 173 成冬に 作 170

友玉井子 文集二 丁亥秋 悼斡友玉 井子 早世を之よの 文 前) 1)

佐 翰 集 初 遗 断 片本全集をに一一、玄佐去冬極 月中 旬に B ごし 中候。 个ほご与州に 被居 候 13 h

存候 二さあ かつ

E 左 K 太 文集五本全集「吾」の頭注に與長尾子で見えたり。 書翰集正 料 與 池 田 氏之十八本个集卷 並同 補遺 斷 片本全集卷

尾

# 藤樹先生全集編纂者篠原元博

七卷、附常 通 0) 十八 謄寫を単 、附錄 原元 一部を 書店發行日本儒林名郷正事塾に作る。雑誌社發行大日本人名辭書正書塾に作り 日 卒すっ 博字は以 二をあり。 る 携 帯六十八。 此の年九月壽六十五 ~ 市門 藤樹書院 通 私塾に滅す。 稱出藏。 殁後二 に参拝し 姓は篠原大阪 十年 老いて子なし一女あ ならり て之を寄進す。 著書藝祖 を經 て明治八年 壽藏を玄徳禪寺祖筌之北に建て 0) 基命錄一 人なり。 蓋し遺命 九月某日息女里久子自ら 30 卷、程蘇學辨 世 N N 里久子とい 1-里の 依 るとい 11 24 師 卷 30 た 30 、朱陸年譜 りの記 自ら之が記を為 嘉永五 遺著藤樹先生全集、 書を 工子年 通 好 汉五 み書室 14 卷、藤 11 る 朔 を微 树先生 朱 安政二年邓五 队人 除 朱陸 3 年 个 門日 5 通 弘

碑文o

附

受

位

記事で

松下氏

川見鉄。

朱陸

年譜通

· 放奥書

大日本

人名辭書。

傳說。

## 確

#### 澂 除 篠 原 小小 2

元風雅。 宁以 老彼 III. T 用急就篇字。 姓後原。大阪 人也 能 演也 111: 73 [4] 女子 里其師 176 1 IT'S 書 一末 11 八角語 淡餘 月之 日。六十四時 高 -5-詩。背編 **業州精、歲朝徒爾喜安寧。依然便被兒曹诱** 藝川北命餘 卷。程旗 TEL \$ 7 PH 卷·朱 陸組 。尺幅揮成老復丁。 清 效五卷 又从陈 いい。 樹

中

略彼既往。微見志業乃爾,如事未定者。則姑俟即宠之日 氏之爲人。夏次其文。定爲十七卷附錄二卷、藏於私勢 翁老無子。有一女 張屬工具石。工告石鄭矣,於是乎刻 。常自悼爲。歲壬子翁年六十五秋九月爲霧藏於玄德禪寺觀瑩之北。自爲之記

友人 大阪 澤 慇 書 本 並 玄 德 寺 墓 碑 冬 照

三月十日大阪篠原延藏より小川村志村世頼 に始而 書通之拔書

春風之一書當時勸善録と改名印行いたし候。外に津川氏に寫本有之少々同異御座候。 御所藏之珍書五種歸宅後津川氏へも披露いたし候處同段大悅被」致候。今暫御恩借可」被"成下,候。近日御返壁可」仕候

中二收入可」申候。夫故此度八不指上,候。追而全集脫稿一部奉納仕候節御寶可」被」下候 たこ 御面倒之御事御繁用中恐入候得共、 是以貴邑之無"御座,候趣承知仕候得じ能々校合仕全集

以上 此段宜御 賴申上候樣 被"申居」候。 右再應御求索被"成下,候歟有無之御返書に因而草々校正繕寫 早藤氏並貴邑御舊家工藤樹先生遺書共何卒御吟味御恩借被"成下 いたし全集奉納仕度候間又々御願奉"申上,候 ,候義重疊奉、賴存候 津 川氏よりも

致意可以被"成下,奉"冀上 於る神盆不、勘大悦奉、存候。漸 常夏五月廿日之御翰早速到着仕即 編者日、 一候 く兩三日已前抄寫校合功學候間早速御返壁仕候。每々年」憚早藤御氏へ右遺書七本並愚札 藤 樹 一先生遺書大本並早藤御氏御書御屆被"成下,悉奉"拜見,候。以"御蔭,未承及不」申珍書共熟讀全集之舉 一通御轉致被」遊宜御

延職さば微餘子の一 名 か、 後記過去帳巻 照

先生著書ノ 義大阪篠原氏へ申遣 つフ下書

捷徑醫答 小器南針 六卷 三卷

南針

此人ノ為ニ アル 「ハ石河氏傳寫ノ先生行狀ニ不」出、醫筌ハ先生沒故八年日明 1 rh 一發明 江与右衙門ノ誤への アリ。 址 度入॥御覽,候。 右際等首巻ノ跋ニ 先生南針中醫筌二勝 曆 元年 レリ 出 板 ト云レタル係チ出ス由見ユロ ニテ田 中文内トアリ。今書林二無」之由正德 醫筌 ハ与州ヨリ大野了佐來テ醫ラ學 ノ目錄 三中井半右衙門述

日用要方 卷

門 弟 子 並 研 究 者 傳

ッ

# 藤樹先生全集 卷之四十四

醫書名寄本二中井与左衙門作ト有ル由誤りと。未り見。

# 神方奇術一一卷

拙宅傳來ノ寫本院丁セリ。岡田氏全本所持ノ由。

# 文 錄 一卷

先生行狀ノ終二出。或人ノ筆記二五卷ト及文集ノ事ナラントアリ。拙宅文集所持一卷モノス。

# 書 翰 一卷

アル 捌宅所持跋文正德三年冬十月石遊題トアリ。 テ追加十編アリ。 今所」刻書簡雜答總五十余篇下、 石跋 文二出レバ刻本トナリタ ルト見ユの 書林来吟味セズの父端書

御覧下サル

べり候ハ、後便可指

上

右書翰ノ中三十五篇心學文集二出。 書翰集答,小川氏,書子心學文集谷阿宜二作 書翰集·心學文集引合也誤脫異同步朱二テ書人タル本所持イタス。 かつ 華井氏チ維井氏二作ル類アリの

# 詠 艸 一卷

先生行狀ノ終ニ出ツ。拙宅所持歌集百四首アリ。

別集中 花園會約安原貞平輔錄

## 熊澤丁芥著書

寫本皆々集メタリの紫女物語ノミ米ダ得ズの御所持ノ方候ハン拜借仕タク候の

#### 古板

% 問答

拙宅所持○朱ニテ文段ヲ添削シタリ。

(以上三通開見錄所載

今藤樹書院所職)

# 三 寄附受領書寫反古

安政既年卯五月十八日篠原坦藏殿御死去ニ相成其後一女ノ篠原里久殿蘇樹全書並朱陸年諮通汝共國部藤樹書院へ納候係奇特之至二候間永代可



常省先生真筆 與小川庄治郎





中江數馬·藤樹先生令室別所氏並常省先生

書狀



常省先生真筆 與万木孫右衞門



。而在一大队中天王寺国生玉的吓得宗命心事很安德寺)



り依に意厚の君近知田原は文碑此りたし影撮てき就に碑墓の寺徳玄

HIS

参项三十六第傳者究研並子弟

H

所一成者選出與除衣法部子孫書門 とことと義者書出の政権名復丁即送犯為立立犯禁止及以權名復丁即送犯為立立犯禁止治於等官於依後後後後後犯司終人為都禁入為都成之人等等都到入告書都四六古書都四六古書都四六七書

同上碑文



「藤樹先生全集」編纂者篠原元博氏崇碑 此碑路は明治八年九月点女里久子



「藤樹先生全書」編纂者岡田李誠氏墓碑

(地墓氏田岡 柳青字大村柳青郡島高縣賀滋 在所) 照參項一十五第傳者究研並子弟門



明治八年九月

B

大阪南久保寺町三丁目

里

殿

# (四) 徴除篠原元博氏の墓に就いて

壹百圓を同寺に寄進せり。 茲に同市北區梅々枝町佳鶴井秀為(磁質縣高島郡本庄村大字川島出身)さいふ一婦人あり、その施主たらんこさを申出で、且つ永代祠堂さして金 の撮影方な委嘱したりしに、氏は本全集編纂に闘し有力なる功績者たる學者の墓が無縁塔中に在るな遺憾さなし、種々考慮な重ねられたりしが、 に碑文の書稿が依頼したりしに、直ちに快諾せられ態々同寺を訪問して香華を供し碑文を石刷さして送付せられたり。後、昭和四年一月また碑文 八日か以て道善か行ひ英靈か慰むることを得るに至れり。 微餘篠原元博氏の暮は、大阪市天王寺區生 原田氏大に喜び住職某さ相闘り、地を相して墓碑を移し橋を供へ回向をなせり。是に於て今後永遠に亙り毎年五月十 玉前町玄徳寺境内無縁塔の中にありたり。編者は昭和二年五月書を以て在大阪畏友倒扇原田知近君 左に原田氏の送付せられたる玄徳寺過去帳抜書を掲げて参考さす。

# 女德寺過去張寫

支化二年十二月十日 文化二年十二月十日 信 女

> 篠 原

且

戲

伯

母

文化五年五月十日 雄 濟 信

士

篠

原

旦

藏

文化七年九月廿一日 女

天保六年十一月十七日

二卯年五月十八日

門 弟 子 並 研 1: 犯 者 傳

> 篠 原 延 藏 母

原 坦 藏 忰

篠

篠 原 坦 藏 事 六十八歲

0五

樹 書

院

、藤樹書院所藏

藤

學藤 校 樹

六年十一月晦

1:

籙 原 ili 液 祖?

倒局原田君田く、 尚此の外に丹職さ云へる方一人あり。 即ち同音にて丹・旦・坦の三人有」之云云。

(Hi) 篠原元博編藤樹先生全集に就いて

らず。書翰集與"法勝子」並與"池田菜」書の標目題註について見るに文化文政の頃の記事見ゆ。また津川仲通なる人ありて、此の舉た援助したるも 篠原氏が全集編纂に從事せる徑路並年次についてほその記載あるべしさ思ほるゝ同氏編藤樹先生全集第一卷散邈して傳はらざるな以て明かな

なるこさを知る。 「變藏」東京經濟雜誌社發行大日本人名辭書並巽軒井上博士著日本陽明學派之哲學に篠原元博か以て鎌田柳泓の門に學ぶさなし、 100 ごも今その書の所在明かならざれば眞僞俄かに断定すべからす。獨り怪む。 して柳泓行實を以てその著さなせり。而して名古屋市加納恒三郎氏は嘗て同市其中堂書肆に於てその書 会售識平安處士西信候及尼榮壽者二人師\*事織田翁·伊人云云。
会售識平安處士西信候及尼榮壽者二人師\*事織田翁·伊人云云。 元博自ら碑文を撰して著書を数へ、而して柳泓行實に及ばざる 六丁に左の文あるを見たり。 (寫本)な一見したりさいへり。然れ 之さ相関聯

門弟子並研究者傳

終

此の文によりて之を察するに元博を以て柳泓の門人さなすこさ尚研究の餘地あるものに似たり。聊識して後考を俟つ。

# 湖學雜纂 解題並凡例

解 Æ ころ 藤 超 训 樹 -5-先生 (1) 油油 0 膝 私抄 8 村 SF. 0) 水 忌說 書院 は、 序 は 卷 三輪 編 ご題 に送 は篠 者際 す 執 原 n 元博 濟 る る 原 Æ 0) 氏が 雑著中より採り、 -----5-から より 各 -1 藤樹 其 よ h 探り告 0 收錄 先生全集附 題註に於て説明せるが如く、同 せ 同 る 志諸君先師 以下祭文三通並止善書院記 8 録として編纂したるもの 0) なり。 年忌 説は同 じく 氏が 藤 雄 と卷 こっにして、 琴子が 樹 末 先生全書序二篇並 0) 書院 追加 其 に送 篇 0 載すると は h 來 JII 田 拔 n 雄 る

THE 據 は 0 Ш 出 散 せ b る 自 九年 逸 Ш 入 8 極 3 笙 4 雄 八 b 英 0) 8 には て多く、 2 冊 月 0) -# 膝 -5-同 あ 倘 氏 ~ 直 樹 でいいい 編 書院に送り來 らざる 几 存して之より取 何れ 0 藤 子 樹 か。但 とも 孫 先 固 生全 の家 田 斷 不 T 書 誠 1-言するを n 先 材 氏 傳來し、今藤 る と共 から 止善書院に關する 師 せ 永 年 る 1: 得ざ 忌說 もの 眠 藤 0) 樹 れば、 年に 1-な 書院 在 るやも 樹 書院 反 0 つては、 藏 古 暫く疑を 書さな 冊子は散逸して今傳はらず。幸松下伯季 0 0) 知れざれ 裏に筆 所藏となれ 之を岡 存 n ごも、 bo 寫 田 せ 30 篠 るも 氏 或 原 本に對校するに漢字と假 は 氏 0 年忌說も雄琴子自筆 また前 0) 當 # 時 あ に在 記 bo 二家 りて te 0 傳 また は 寫 0 或 名さ 本に は 3 0 明 治 筆 雄

題 0) 本 簽 \$ to 您 0) 表 1: は 示すべ HI 汕 U) 3 如 個 Y 篠 所 3 原 を切 表 紙 フロ 斷 博 1-は IC L カジ 藤 72 藤 樹 先 樹 10 湖 生 先 全 學 生全 紀 集 聞 附 集 附 0) 錄 四 0 錄 字を顯 文字 3 して 多 は 編 明 せ 記 纂せる 30 しあ 今編者 上 るも、 下二 # 下 は整理上 卷 中 0) 1-F. 在 0 つて 冊 必要 中 は 1-載 卷首 その する 所 上

粉袋 に居 卷 卷首載するごころの三輪執齋の藤樹先生全書序二通 の姓 1 附するに新に「訓 るとい te 今回 る[闘 ふべく、讀者の一讀を請はざるを得ざるところとす。 刊 H 十之允不诚 行の全集をして稍、完璧に近からしめたるその源を探究すれば 學維纂」の名を以てし、 H が、単生の 努力を拂ひて先生の全書を大成 下卷、 湖學紀聞ご相對時 は、 膝村 先生 前人圖 せしむることうな したる山水 Ш 仰 、質に季誠氏の II 1) を詳 ---pil 4 熊澤伯 もの

せん。 學再 11: 拔本寒 則 0 源 ifi 記 ご卷 米 論 私抄に於ては三輪執 智 知 末 る上に於て極めて重要なる史料に屬す。 0) 迫 加一 籍

だ

は 齋 何 n 0) 藤樹 も川 H 先生を推奪せる裏情を見る 雄 琴子の作に して、 今左にその大略を叙して讀者の 先生 べく、 歿して 一百年大洲に 祭藤樹 参考に供 於け 文二通 る斯 3

雄琴は 嘆措 齋 配 n 痰 日 たり 學 0) < U) 30 盛 0 年太夫資深と稱す。享保十七年七月聘に應じて といへざも、 能 思あり。 吾が病奚んぞ憂へん。憂ふべきものは此にあらざるなり。」と。因て囑して曰く、一汝善く斯 地 聽 はざるさころなりしが、 に、生在世の當時に在りては、上下競うて斯學に志し先生之が指導に畢 き大に威するさころあり、禮を厚うしてその高 は 病勢日 3 > あ 不幸早く歿せられたる 5 に熾なり。 幾多の 加 泷 乃ち疾を冒 门を經 膝遠江守泰温 て風教 を以て、 して京師 公の代に至り、 振 はず、 中 途に 大洲 に歸 醇厚 して 第川田雄琴を召し儒官に任ぜら 30 に至り の美風 挫折 公は學を好み、江戸に於て三輪 日雄 學を講す。 するの 漸 琴京 く地 11-師に之き病 を排 む 偶、 73 ひ、 きに 執 濟齡 生 志あ を訪 至 0 七 努力を拂 れた る 十を超え 8 共 痛 後 は

大洲 院と命名し、 院 道 20 て之を經營 THE 0) 1: 建設 湘 夫子 節 士の に傳 4 0) を計 して 教育 像 堂は 造す。 豫 to よっしゃっ せしめ Æ 州 は 位 に興 此 師 不幸藩候疾 に、王 らる。 0 執 齋の 是より雄 起 處に於て行 せよ。 陽明 その落成するや同 江戸に於て經營せる舊號 ·藤 豫州 琴孜 に罹り延享二年六月を以て逝け はれ雄琴並その子孫 樹 先生 は 々として斯 卽 0) 5 像 中 志松本 T. をその 道 子出身の 0 に從 人豊の 宣 左 右 は 布 地 に奉 之が教育 ひて明倫堂と名づけ、 に從 なりの 贈呈 祀 事 50 し永 に係 せ の任 必ず 90 る藤樹 嗣 < 教化 君 延 而 に膺り以て 享 堂を 泰符公遺 先生真筆 元 0 甲子 淵 建て、祭り以てその 藤樹 源 藤樹 年 3 志 先生 に因 侯 なせ 8 學 奉 命 50 の鼓 の家藏 3 多 T て 拜 止 有 吹に 是より L て書 た 善 同 德 努 を h

後 以 相 Hi て猥 先師 南) -111-常す に祭を行 10 和 **しむを得ざるところにして** りに るを以 道 漢 年 忌說 此 とも之を行 70 之を行 は 3 Si 加 て度 は 肺 は 述 は の宜 至 止 蓝 III 當 田 3 to 第 んで祭事を に随 雄 0 1-せ を得ず。 ふ。而して人その先王に出でざるを以てそしらず。 車 止 h 琴の著にして延享四 ま ひて制すればなり。されば程子已に義を以て起すの説 なりとせるものにして、 ど欲する門 n 是に於て雄琴以 營み追遠 D 祭の 至情 本義に背くも 人弟子がその なるを以て、 の意 を致 丁卯年は 為 L らく壽を賀することまた 以て其 本年 百 のにあらず。 たきも、 藤樹 年 八 百 の真摯 先生 月廿 八十年 吾が 一歿後 五 儒 日 0) 道學に於てもまたその人を なる態度を窺 忌  $\equiv$ 同 一百年王 一代の + 日 に當り、 月 夫れ 古制 制 一陽明先 十 1 ふに足 禮 於て 九 1-その あ は三代同 なきところ 日 30 は 0) 生歿後百八十年に る 年 忌 人を愛 今年 忌の 日 1-先師 念 兩 な 祭なきを かっ 先 0 らざる n 生 3 ざさ B

凡例 底 本漢文の 治 分に は返點あるの みに して、 何讀點も送假名もなし。今皆之を加 2 ると 共

1: 附點法 1) 不備以 73 も()) は之を訂す。

底本和文 0) 部分には、 もど何讀點なし。今之を施す。 假名文字には濁點なし。今之を附して讀

に便す。

か今別然せず。 底本載する所 iF. 0) 目次 は、 之を其の 正文ご對照するに、 次中に 掲載するを以て今再録せず。 大に異同 あ 50 し。郷の字或以卵の字に作るものあり、郷の字或以卵の字にを郷に作るべ 唯底本 の目次

をそのまう茲に存して参考に資す。

文

0)

標目

14

水

尔 Mi

U) 目

載する所

藤樹先生全集附錄目次

藤樹合書序執齊

[ii]

國字序

拔本塞源論抄序

祭藤樹先 生文、不同鄉

文祭教齋文

昭

和

三年七月十

П

藤樹先生育年忌日說

右上卷

STIL.

湖西河

志書

湖學紀聞

右下卷

小 JII 蓝 滅 謹

代 誠

## 湖 雜

#### 藤 樹 生 全 書 序

偶、按 歸,執生 京齋 師=中 作几年 是,復 序,在, 今江 就4月= 其,大= 雜 倡, 著,姚 中= 江 錄、之 之,學, 後享 並=保 同。乙 巴

輪

執

齋

等,藏。與之困。遇。學軒 從,膝 初,季 師。樹 諸 未 起。訓。無。陽 尊 I 事,先 可。 明 篇,有。矣 數 則,輯情,年 信: 子=之= 以产金 得 宛, 書, 朱 固,集、战,矣 書始,子,聞;誠 雖上之,越、超 價=入"潜,其,生" 不然 既. 著 乃,本心,道,在, Ell **若**意,默 信》先 行;其,僅. 脱 邦 於 卷、 會 所,及"集 之,生 沛 於 小小 註 篤, 旣 友 問 然 帶了一 書 年= 見る 懷了沒了江 章 而一融 大 肆。答 没,釋,刀,數 句。之,後。西 或、鑑 焉 至水深水而。岡 得 imi 年 不 草 合义矣 仲田 則,接及充,之 成,大 實,季 未,其,之量疑 大 嗚 編 學 全, 卒。誠 未 手 難 呼 中 見 心 定,庸 大: 傳, 親,渙 而 先 亦 所 講 生 在,輯 携。然 書き 於 秘 行沿 誦产生,其,也 於,本 笈, 氷 解 गाा 歸,釋。之,於 論 當 邦 幼先 不 時=生 真= 也 江 見 時. 百 焉 語 如,然,西二然,嘗, 詳 要 餘 其 也 獨\*長。而。講 其,年,覽 大 全,語 後。熟 寐,憂、於 季學, 矣 解 著 得?無‡豫 述,也 讀 誠 聞,及 然》 殆、醒, 所 州=能。江 其,鄉 書 得。後 繼。西 忘。矣 黨 餘 贈 後 仍,諸,復,其,小 答,以,寢 有,解 導、食、欲、其、歸、志、川。 殘 孝 文 固。後於,獲、心-江從,時。 篇 經 不學,是此,也 西 先 遺 啓 少,無。從 養生,誠 崇 書,一 文 而。不作事。而。日 母,季 之 散 殷巫 致 家探"終"子 父 國感 在。筌 焉 常 實書 仲 傳發良 春 實 貧 肆,其,省 家,而知

湖

M

之, 省 時。此,加 1年, 子-遇。書 世 則, Ü. 雖 僕 亦 ir. 版。 广 11 時 府, 後 占 大 先 17 之 叉 雖 1 信息 1年元 111-火 惟, 生, 村 -其, 長 叔 学。 则, 1111 2, 學,徒事其, 贯, 不 書:小 -J. 非行。 藏,之, TE. 宜 誠 書 備 部 亦 伯 必x 因" 道。 無, 分 家= 罹。 州= 次 以产 = > = 為共 3, -J-必次 不 -雖是 彩兰? 不 求, 11/1 取 华, 所 得。 亦 Ē, 一一 illi 则产 不 樹 川力力 老前, 信言 獲 月 共。 於 亦 矣 乎 旣 斯= 僕 卒。而; 哉。 污。何, 其, 近 大 李 或。 不 11:4 以,项 季 君 TE 矣於 加鄙 沙。 子 聞 誠 子-之 僕 113 处 於, 刀, 是 書, 绅。 省 與 步 首, 义 其, 獨 述。而。於 文 其 君 成 探,存。 家 心。 **洪**,在, 所 公 誠。子 江 之 Anh 質之 版文 質。 19:3 稿, 府 以,大。書。道, 合 功力 為 竊 那。 季 Illi 銀。 於 乎. 信 成。 誠 先 以,之, 和, -5-先 仍是 गिं 生 固 生 爾 之 得。 編, 曰, 1 三族 書之。 保 復 寄も 生, 之。并; illi. 全。 第 则。 告此, 馬 + 交 季 人 門っ 11: 泉 不 誠 ·J· Z 诗 rif n 編, 2 11 全 11/3 E % 序, 武 沒、求、求、常 74

0 或 は誠の一字を脱す。 下 文國字序には 季 NA. ार्थ 實大功 11 又これを空しくするに忍び 月

後

谷

1

輪

布

九

拜

謹

#### 藤 樹 全 書 或 字 序 按水 大 z 此 異 序 なるこさなし。 红 ]] か・ 0 漢字の 是必説有べし。お 故に併って、、

共命意

15

載

ナさ

誠 1 U 游 U) 樹 父仲 先 め 生江 質 全 全を合 4: 山 從 書 U) == に生 岩 T 師 干 て是を 一男江 とし n 卷 豫 juj 0 州 常省子 我 かっ Ha 友江 日長 3 -50 に親 季誠 西 然ごも未心に得 0 天 固 0) il. して、 生 PLI 不 派 1-先 品 共 0) 道 11: あ h る處 T と 旣 0 付 間 1: 8 無 こと 沒 1 70 きを以て、疑 養 所 せ ふて終れ を得て、 3 15 りつ 0) 後 先 1-0 して、 是を信ず 4: U 道 11: 共 智 こと iI. は 父 ること厚 仲 能 C 西 す。 TI 80 0) は ずつ 朱子 小 1 こゝに於て 8 JII 1 义 廣 3 1-幼 绅 一件 < 1 慕 红 信 C 玉 肆 1= ふこと深し、 聖門 を T 0 さぐり 剛 心を 附 3 3 桃 適

陽

11)]

全

始て

水

邦

7

渡

b

n

るを得たりつ

隠熟讀して、

數年

0

疑

恶温

1

角华

释

を開 又痛 蓋先生 でに IF. 糾 0 to カ 30 8 書肆 70 やせら まし 季重 散在 74 U 陽 7 1 に行 HI 米 是 īE. \$2 德 を空 非 崇 夫 共 18 す 其 猫 かっ 12 8) 錄 全 iL 3 FIJ は 德 -J-T 3 n 5 1 ずや を聞 行す 18 致 書 it 府 1 傅 る 止 しくする n 或 。崇み、 れば、 えて 良知 ずの ば、 をよせて 名 は IF. くこ 0 先 あ 7 3 0 50 生 0) 子又 季誠 V n 4 とを見 うし 如 興 學に 1 空 7 何 0 これ でも、 藤 忍 退 2 き 依 門人泉仲 季誠 n 起 て、 しく家 を集 得て、 樹 服 U 7 12 てこれ ざるこ から 其 全 從 實に 3 思 必 鄙 序を 草 輯 書 或 n 2 言 1-B 世 を 其 とす。 する人 ずとい 本 稿 3 多 藏 3 n 愛 n 未定 をあ 30 1 送 教 予 君 求 加 め 邦 後 世 1 h 消 子 カジ to 7 7 73 鄙 年 正 此 季 3 ふことな 學 從 0 0 2 0) 予も 月 此 書 め L 書 弘 書 0 ふこと數年、 n n て、 を 書 多 或 n 淵 中 8 7 1 0 經た 其 先 E な 村 獲 源 3 加 どより は かっ よ 2 序 叔 す 生 し 序 終 72 n 不 0 50 公初 50 多 貫 مح 成 せ h る 1-る 0) 其 ことを 編 請 時、 惜哉 問 著 h 君 0) 5 0) 超然さして默 編 道 を カコ 人 子 近 備 2 答鑑草大學 せ 2 を信 先生の -0 年 か 3 州 1 くて是を以 0 ことな 書、 其不 書を 得 其 案に 子が文成 1-比 て、 3 あ 長 再 惑を もや op 江 3 し 贈 全 o す 其 府 中 5 n 會 まった なら 仍 學 きことを得た 大に 宜 送 越 7 或 庸 公 3 ~ L 當世 7 多 伯 b ינל 0) 7 0) n むと、 疑 道 火 及 其 解 3 其 6 固 IE. す を信 あ 全書 孝經 0 心 は 1-辭 12 二子 B L て、 みに 敎 傳 b 3 2 とより することあまた 仲 多 L T きも To 啓蒙醫筌春 い 3 60 其 本 樹 其家 3 玉 ばらく て、 して卒し V さる ず。 多 邦 ともに卒して、 2 0 書も又灰燼となれ 于、時常省軒子も ごち 1-L 1 百 窃に先生を慕 n 其始 7 納 其 3 年 玉 則 餘 風 0 季誠 靡 め い 後に 殘 72 -13 然 > 共 ざの n' び とし をし 編 分 る n 0 0 處 遺 接 誠 多 書 るし 得 季子常 江 文 せ 實 3 家 大 7 季 ふこと 60 にそ 其風 誠 合 大 る 西 0 K 7 0 功 所 す 所 せ

# 拔本塞源論私抄序 按

15

1

1)

侍

ること

1

かっ

0

亭

保

七

年

壬寅

十

月

中

旬

執

齍

0)

=

輪希

謹

書

按陽明 するに執齋雑著私抄を逸して、 年譜嘉靖四年 九月答!!顧 はつ 東橋 かに是序を收む。 書。其末繼以"拔本塞源之論。即 又外口 編あり。 調力 此, 〇是序藤 也。又按

先生 學の 流野亦こと 70 推 録す 3 に緊見せり。 197 至 n りって 故にこれを録す。 謂 20 且當時

樹

て身 ずる 文成 先師 ざ其 傳の を精微 内外を をか 意正 は (iii) Thi. 王道 、時を得 は 章 後 R 應接 心學 天下 0) 加 子良 は、 知行合一の訓、心業不二の良知にそむかざらし 治 終 先 الماد 九川 0) 夫此 に其 蹟 SH4 0) Gib の外に修する者の、亦是親民の仁を不知者 3 也 じり 知 聖經 眞をあら 從 ス、 事業 をわすれ 0) 玉はざるを以て、治平の效を一世にみずといへごも、 Ty して生意自然の感通に本 に明にし、業を法令の 11)] 0 て知べ 學 て、其 統 改 人に非ずして誰ぞや。 說 な を外にして二氏の容寂に流れむとし、 若夫明 12 して、万物もごより各一其所を得 1= 50 E 失ふ。 をかりて、 明にすれば、天下即平にして、天地 知 流を汲む者の、又か し K は て、窓に大學古本に訓 八川 從學 せりつ に非すと云へが、二夫子の 徳を以て經濟法 是先 吾江 功 0) 也。 大學格致 實に前世理學の恢復 師 徒 西 良知 0) 0 末に講じて、内 學、 孝弟 中江 惜哉。 づか の學政と通ず。 0) 老佛 の忠孝の 忠義の 先 命の外ごする 功を掲げ、 され 師 釋し 再三傳に及での大義 1 ば、 德 遺經 功 、又此 德 0) 外各、功を用ひて、道の全を盡さんとす。 微 る 亦不。復理學之本 によ 偏 良 也。其門人徳洪汝中の 意 大學を古本に復して後儒 也。 敬信 者 夫良知の妙内外二事 論 學 知 也。覇功の徒是也。宋の數君 もわが も、將に亦泯 治術を講ずる者の事業に局 めむど欲すと云。享保六年辛丑四月三日三輪希賢書。 1: 1-7) b 朋 一發し、 註 落ず、 て共 の質を一念感通 徳以て其本體を立て、親民以て其 解し [1]] 心裡に位す。人民を一念精微 、緒を接 德 7 內 未そむかず 忠信爱敬 の量を不 、共に國字を以てこれを書 滅せ 其沒已に八十年にして、 110 外支離 、致良知の んごす。 刚 遊皆能其旨を得たりとい なく、 0) 0) 知 0) 0) Ħ 3 良知にころろみざること無れ 陽 作 者 () 雖、 為 HJ 誤をた 也 造病· 學を本 に沙ら 威通 彼我別 王文成 本 老佛 して弱 子 其偏 出 ましからず 出出 邦百年 いし、技本塞 ずして、 公獨 神 0) 人なし。 功に 誠に似 失 優の 學是 ざることな (0) 一受川 n 共 こくこ U) し、これ 鄉 弊を n 也 後に興起 诚 此故 n 0) ナこ を達す。これ 1: 民父母 へごも、 源 見 政 これ 水 を見難に 良 11 U) 事を以 知 邦 論 2 北 を以 を談 0 を述 德 南 [1] E 3

族

其手錄寄,湖西書院,者,載,此。此及後諸篇並大洲教授川田資深作。說各見,本篇,今得,

延

37. 14 年 聖、卯. 越, 希?未 朔 有 五 日 癸 未。 大 洲 敎 授 111 田 深 敢, 昭\_

旅 樹 先 生= 聞, 賢、 希上 聖, 士 恭 無,惟流

先

1 弘。 深, 賢。 悟, 良 知 之 外 更。 知 致

外

更

無

學

本

旨,

木

鐸

大=

可+振

做之於

可\*之

盆: 衆 多力 以表 知 之

生

H =

件

学 世。 矣。嘗, 餘 告礼 訓 速力 日= 天 雖是 駑 下 第 劣 如# 深, 人 者。 良 間 知 第 之 義。 明 較 無, 知。別

所,路

泥+

景

慕

篤

信

之

耶

可。嗚

謂,呼。

之

走。

無

别

事

之

後 惟

德

輝\*

先 生,賜,哉 卒 百 年 也。 而当 日 適、 值, 其 日。先\*

俠 旣。距。世。業 有,令,恭, 建业 命。前学 邇 者 新= 成n 嗣 侯 亦

有,

繼

述

之

孝。今日

友式源

肴。用

以。

·揭,

虔,

伏》

惟

使 Fil 川 堂= 田 深? 祭之。命』臣 無極。尚一所不 永 田 是。深 與。同 志 諸

神机

而

世

萬

pil

院 偷 堂成。告 文成王公

藤

樹

江

先生,文

維

湖

學

雅

聚

五

10

延 早 14 公上 年 與二 成 次文 1 卯]]= 九 11 11 大 洲 教 授 111 [1] 深 政。 昭-生" J-大 11]

日 東

文

成

E

膝 流 樹 為 iI. 喪。先 源,生 勞。日, IIII 普, 無。聞, 得 德 行, 矣。 恭。本 惟 IIII 學 打。 不 於 共 本= 泛 湯 以产 從心 211. 尚少 III 虚 THE りなか m 支 離 終= 亦

歷 知,之,者比 小 洲 先 之,使深年 3150 吏 俠 生, 赐。 = 及 风= 德 艸 174 [ii] 民, 战 孝 有,業 世《宜》勤、加。子 莽 志 輝。 慈爾。之真 重、除。從3 ili 於 當 以。堂,者,而,政。 愛、桑 亦 此,世= 东市 井 猾。五 之,禾, 謹 2 學。除 蓋。謹、侯 愿 几 使訓 有,十 流流 爾, 自, 之 夢...有 邦 夫 論, 見、餘 君 室書。徒。匹 本。家、教 旌。婦。每 邦。 年 進 於而。諭 其,使、侍 则, 親 ---躬 善知,講。謂、 陳、 四行,有,其,自, 行 屬 其, 條,以,此,侧,非。 心 相 善, 得 親 而,盛道 閉\* 之 朋 下。名矣 年;有, 共, 除。友 之,教,蓋,於本 邪, 所 相 有旁,撫 弦。而 司。至,背。 退红 以, 睦、 普,學 於 施、矣 则" 開。有《 言。藝 與 於 T. 鰥 声 要 日,之 嘗,清\*諸 政 民 寡 帷, 考。 E 事. 爱、有士. 孤 於 誰。 咨, 者 吾"司 無。獨 客 能。 無。擇。而一之, 用, 馭者有意廢 大 含。至 不,下,不,疾,自,此 好: 謀, 率 學,之, 若。足,以。稱。者,有 此,而:仁,焉 使大未 大 司 呼 深。管, 且,忠士順步所 以 洲 盛. 乎, 其, 以, 固。下 命。講《憚, 矣 滕 吐 吾,心=誘 大 行。至。 哉 握 夫 事。而 掖 之,於" 我。 其,之 This 我利獎 矣 官 故 义 茂 固;導。勵 周 大

旅 樹 生。而 樹 乃, 各,二 俠 焉。祠 Fi. 世、壶、永、講 其;無, 加 力,廢 故 出 111 33 伏。而 守 惟、欲、敢、公, 月 恣 公 之 | i = IIII 長子 生生, 土。 也 侠 fii z 道, 之 篤+ 不 使

文

成

賢, 任

23

討

不周

版 之

THE THE

氣

泉

Fil

僚

橋

夫

易

亦

敏言

馬

明士

弛

侯,

孫

繼

庶

臣。

子, 君

能。臣

之,也

而。战

亦侯

不。地

有,若

以,干

本

有。

要

步,

深。經,

築:於

道

述。合7大

集。年

有 旣。

司,七

最。十

有

光 生, 生 而可 热。 傳, 其, 德 業 於 不 窮. 矣 嗚 呼

先 部。 岛。秦。然。子,是,徒 捐, 君,缩 海= 國= 汽 顶 殆,以,首,金,所 同 也 鞭 可注行。惟。出。鳩。急;時。 志 某 答 同力 不。利,銀,材,也" 自, 个, 諸 月 累 讓,之以,以,以,雖 年, 友 某 塾。 IIII 者 圖。助 小江 然"流 年 經 不以語。矣 目 何,作。營。 不 Rit 歩き シ 堂 能、邓 加,暇,從,之,忽。 射力 IIII : 之,院 之"講"而 得,深 先\*於 饰" 共 命》、已二 則,聞,每=學,應是是費,財 道 以表成"反声之》臨、問、之。長期,用,亦 矣。 仇 喜。其 道,者\*濱,傷?為,大 倫,謂,視、日,席。然,亦 民, 祠 小 弘江 而。其 甚,或、其, 今 不 民 独\*堂 於 祭,堂,上 鮮" 哉"五 切 某 自力之 弘元= 日上不 誠 錢 磋 矣 某 苦 資, 141 57. = 出, 明 之 或。 砥 夫。柳 節 表 倫上 易类三 勵 以青澤 日= 明, 復, 謂言。 以,錢 欲。田 山 積: 賢 未 其, 感。頭 F 李"野 鳥 月=人 曾 書 悅 人,會 乎 肾 市 累\*君 有 院,服,也 斂 良 井 里 欲,子 甚 旦7焉。 畜 知 之 長 徐-之 止 舍声哉 以产之 民 某 圖,迹, 大 善 焉 其, 人 待 訓\_ 某 終 以产 美 事力 我,,利,之 此, 丽 歲 城 寫。 學,不 而 易\* 勤 東 人 也 趨+以,與 師 違、 動工質 習, 臣 諸  $\equiv$ 其, 誠, 夫, 於 尙 於,同 人 者 輸 義。 感。 佞。 聖 播 不 其 丛 志 執 沛 也 佛- 賢 足, 陸 观~ 相 齋 然,有 媚。之 以,屋 非文堂 謂。 氏 若, 司 神。道。 養,權 道= 書 日 振。百 者 有,雖其,兵 院= 也 我。 鐸,川 赋。為土 妻 衞 於,亦 君 民。而"君 東 子,之 是:我,常,

: F: 名,以 义 焉 允 版 11-公 郭 2 -1-浴 Hi. 门 大 Wi, 像, D) - 為古 門 之 再。講 綱 修治學 此,之 颌 也 堂,處、 昔 為之也 有, 意, ----黄 深 日 鳥 罹, 固 2 辭 疾= 瑞 不 欲入 而 獲 歸 乃 謹 京 者 受力 師\_ 之事 以产 今 深 也 甞, 講求 得 時,易, 以严乎 開,斯二 賜。 幽 懷, 其, 故= 肖 從。像 舊 及。 號=其 以声扁 明 額, 倫,副江

明

膝 以 樹 F 先 庶 生: 1-真 2 路 任 控, 也 且,因" 以产 俞江 Z 事 具上 中= 夫レ 草 創品 此, 堂,又 者、得得 固書 我,, 侯 Z 勤 也 成学 而 守, 之多 者。 大 臣

先 生 親 光 111 人 之 孫 -3-綿 なり 存又 干 今。 型= 不 验 茲 學 之 有。 成。 加 忠 義 有, 諸 己= 思。 以产 瑜\* 諸 人。 表。 其 祠 字,

湖

TEL

雜

暴

1

>'II' 村, 應 2 11 2 理 風 图二= 學。 竹江 有,也 宜,宜导以,战 恐,相 HE 協,民 然 प्राप्तः 115 则。 19 12 HE 明 維、士 若。彬 燠 1: 寒 有 打力 維。司 成九 時了大 洛 尺 夫 質 無。亦 疾 欣 圳 都 12 然。 後 Hi. 形人 進 间学 之 HHI Shr 大 吕 俠 字 大: 地 愈、悦。 也 评 靈。此, K 前 All's 愈,之 П 所 傑。成為 沙岭水 %。 111 ---川. 後 4: Hill 天 威·人 11: 順 亦

膝 樹 家 滅 置+之

Ľ,

个

H

E.A.

河间

学

湿

含

之

温

聖 像 安。先 諸。生 IE 1.7.=

E II. 先 生, 像, 於 共, 左 右= W. 以产 THI 酌, 茶 果。展 生力 茶 成 2 Ш, 於

先 先 生。自今 4: 之 道 今 益。而 川。後 乎 海 内= गिंग 至 治 2 学 川のファンフト 亚 生 民。是 所用

止 善 書 院 叨 偷 堂 成。祭 執 齋 先

湖接. 學,賴 者 齊、 他是引起 執際 路= 樹 空。門 焉下, 11.7 1:= 止 也 善 Till 111-書 113 院 知。 之 及,原言

故=實\_ 銀大和 之,其 カコ

打, III 氏享往 於 2, 問 復, 見。 呼 答,让 Alig. 我# ihi 告。 執数 其, 资,十 獅 先 執 源 総家卷 講 生 初。先 學,藏、门, 求。 游生生, 其, THE IF 為二 意。非為為 道, -J-佐 斯 於, 往。 欲之、 道, 是= 膝 III. 苦点 為 观广 其 佐 方 非為利質 氏 脉 心。 则, 之 亦 IC, 11 |11 = 所, 花, 连 業 哉 絶っ 其 為之 所。 門 旣= 成。謂小 既。 人 之 途= 事,知。 ihi 怒 形光 我, ST. A 毛, 手 橋 渚、 利 道。 THE E 黎= 侍 -J-相 從 是点 株 矣。 我" 酒 心 水。 to: 方元 爱? 井 放 报。 始博 侯: j. 不 矣 終 按: 後 知, 化 疾 季、正 松= 私 我, 版 微德 淑, 者、 K X 四,字 間乳 彩色 於保 E 病 是:問 -F-我 道下. 群. 五:執 何。 10 之 於 机 濟 水 H FIL 4.4. = [: 料。 "点, 方个二 印 说: 英作· 美大 , 子-後 弗斯 1:= 弟。 伦 已~建= 先, 所族 有。直

病,道,順,然。既。最。也 4: 不身 如心於 篇,11 有力 亦 克。之 先 婴, 後 1: 信。 10 多, 花, 其 人 晩り NY. 地 叛 大。門 有"此" 稿, 4: 1/2 者= 間 学 此, 作。 4: . 尖" 雖是 肖 王 日,也 [-7, 吸 振 人 乃,雖, 心 别, ifii 先 退 之 間。有: ill: 少人" 學, 知 傪 小 11. 必。吾 TI 福。 作: il. 生 1 ---悲= 恐。建,病 先 束 子 王 刚力 相 先 如一 用。 終 說 先 奕, 生 ---於 今 病 初:= 亦 -f- 9 矣 生, 12 不可顺 力, 爱心 المانية 野, 地上 知 勢 無、為、宅 况\* 以产 im 学习 至, 為 斯 侍, 深= 胃シ = र्याप 11] + 爱 日= 於 以,大 IIII 尚 是比知, 於 師。 熾 天 祭"憂,之 門 111 慰,贼 自, 記元 奫 朱,相 桃 以,者、厚\* 逐= 人 共,大 子 下 子, 非高為 弘 MJ€ 北-博 前: 之 以完 傳不、恭,與之 陸" 心,数十 中 ihi 年 與 在。按门门 IIII 其,在,充,疾, 非 多\* 獨, 謂。先 之 技 後 江 厥, 恭, 神教 說。 承,德,此=門 不 子 身、 設り 先 能, 歸, 先 先 生 川- 齋 生,友; 暇了 作、有,之 我 人 天 既= 已= Miz 於 也 京 生 而产生 因,之 時=日 没 盖\* 之 師= 屈流 立事為シ 獨, 和 寫, 不 先 無 下 年 用 當, 指, 學 歌 侯, 窮- 囑 數\_ 於 靡 先 顧 痴 --- N 三心 嚴 乃,深。以,斯, 旣言 愚 外 生 如 信+ 有。 荆 論心 以产 百 十法 年 學, 皆 富 命, 手 日,斯 棘 狂 以声 時= 而 泉 哉 及一 貴, 矣 今 自2汝 學, 東 設,之 夫 然,心 之 至 呼 則# 四勢 吾,悲; 間\_ 雷 授,善,徵+ 講 必大少狗\*學, 不 日 方 始矣齊 诚 黨 哉 為# 王 從。大 之 舍, 而 同 護り 水 欲又 京 丽 涌。 IIII 有 子 洲 附 之 意、 宇 事-法 王 於 確 间。 如, 尹 10 齊, 侯 子, 到, 以,中 之 乎 會 與 及比 新. 於 燈 下 日 篠 或、 逐\_ 油 斯,而 邓将= 於 之 茶 晚。 成。 肖 谷 不 Ш 謂 道。徙、滅い 小四ラル 泉 變也 不力 千 方= 子 雖是而是 像 \*未 源 升"侯 及。而是居, 矣。 橋、犯、奉:為、 相 百 立声自力 荆 先 發 北= 好異。 和七年 生 中 興 於 雖正正篠 有, 說, 海 小= 居 深 之 或、阴》 荷工 旣\_ 江 以产 門 內 亦 也 然,德山 也 起士西, 弊, ٠ 或、表類\* 之 中侯 先 以产 乎 有! 子 豫 豫 鹵 人 前 詞 目。 爲,名八牛 矣 之 州= 益。 後 方 其, 章 無, E 州= 莽 詆 家 京信 鳴 真 笑, 為 勢 記 子, 無。 州八 適, 進。 + 杓 不 尹 庶 之 之非 美 數 圓 書: 蹟, 誦 良 坑 呼 即尹 先 而 寫 大=兼 名。 有,任人於 之 之 以 深 中 京 生 年 設 不 知。 痛 泰 不力 質, 至於 習。 或、來 哉 當 然 可力力 洛 倉 雖上江 師= 學紀 湖 以,學 蓝 固 子 周, 過\* 不 相 及了 廩 望 IIII 動。閔之其 耳

先

中

解~出

聞雪

其

容。也

無 先方。而。前、本 不 間., 省-生。將。實。請。體,良 THE? リルカ 隱 之 村 行 知, 唱之此, 背。或。 題, 報 行。 藉 111 功下 毘 斯學。良 11. 北 學。則。知 11 生 於 賴 以以 11)] 知 斯 以為為 亦 THE 道。共。任。如。要 说: 19 変 [[]], 心。 之 提。明美自身條 11 出 小此门防土人 ジラン IIII : 是 途良 小。學。其 ---哉。而,有 星, 喪, 知, IIII E 行 其, 宜。先 作。理 今 我 無。生之 張。 则。門 間 知。 共。 饭, 忽, 私= 作,止、稍、 1315a 院 间; 矣 逝。而 减~於 見。 能。 木,至 打, 其。矣 逐= 本 版。 [11] Xi. 11次。 又 不 4,1 Hall y 尘冤,人 识 知,其 0/1 之 途。但想"之 L 能。则 1 长 平 浙 之 光 致力 阿寸 750 TE 何。為。 大: P.E. - 1-IIIi 2 松子 之 町,人, 世. 亦 沱 深 所,言,師 命, 時。已 寫。說 IIII e 過 1 fi. 温度之 • 流,竹先 TE 灾 功, 光 制力 少证。他生 號 712 11: 是, 消 方之" 出。以。则, 他. FF: 不 己,而近 任。 证。IL 11, [ii] ili. 馬 2 有。※ 於 III . . . 子: 真 Wij 克 不。道 以海 制 11: 呼 能,然 100 13 1 = f13 M2 心, 泉 14 -1f: 答. [;;] 116 大 1: 世,广 [,:] 1 ٠١١٠ ii. 清清湖 1: il. 是 沙。 がファ 1 1-以 题: 四 如11. 近。 1. 14 34 洪 [[]]。 . 100

濟,百 獨。曾 旅 文, 深 善。之 有 樹 於 恒。 仁 悠 11: 徐 先 慌, 遠。 歲。其,根,生 東 止 身,遂、長、西, 往 謹 物刀 換,雖,悟,於 以中 都 書 清 說 文 1: 以 THE 此。 旁。菲 門, 法。移。西 呼 院 则, 流 初 THE 無。 茶 記 果,意生生 IF: 泉 蓝 風 人 filli 家 洲。土 之 世 友 济 衰、竊。本 不 IIII 取然 モッカラ 1111 流 俗 自 12 法,无 절절 呼, 块, 院 賞 行。 日=於 力 派 人= Illi A 滋。此。 儿 溪 也 之 PRINCE THE 泌。文 7 HJ] Illi : III, 2 獻 亦 道 我" ifE, 妙 之 於 桃... 豫 不 115 要 我, A, 無常 州小 地, 不 1117 113 先 一一, III 14 八: 112: 知。開。 11 1135 游, 心。不。若 邊 順是 彼地識。亭 有 先 樂 夷 31E 生: HIL 夏之 姚 地 间。帝 2 TI IL 僻= Ilis 733 院。 德 此。则, 2 人 無, 71 温 Ifii 夷;於 加! 哉节自 职" 第, 於。 與, 不 HIE .. 街? 探。聞, 然是己 当場な [4] 洪, 洙 斯 、幾。間 光 11 文= 泗 2 之 紀 課 生 者 淵 实 生 去。良 希片 Alin's 何,兹,知 源, 是, 谕; 十, 矣 推。惟。 本經 既 不

1 純 4: 主 派 腻。 之,日。品 綿 不 既 進,今 让之 IN 1 然。時。悉·發落 則,哉<sup>即,章</sup>成。 昭 志 Y: 347 斯, ----大 III 光 亦 始 1 不 THE 也 道 大 膝 未 端, 深 北 時,些清 雜 雖 肤. 献 傅 果。 矣 樹 儿 11: 1 固,也 员 · 1/4 115+ 1/13 洪 文 1/13 水中 - 4 哉 與一 44. 先 其,於 留产 是。 是= 1:]: 11 リノテ 个 进力 物 深。 Xi 那前 生: Ě 明 從上 乃力 矣。 書が 浴 HAL " 之 1 ---1 Ti. Filn μĵ 也. % 11: 顶欠, 明 嚮= 命 彩兰= 歟 亦 微片 及日 是 志 加引 然。之 逐: 於 以产 因" 德 間。 所 也 Ifii 77 = 書 我,, 松雪 1117 则,學, 書。放 大 之 著公 然上 1-17 ्मि 名次 院 11] + 先 本 道 以,膝 不 深 洲 谷 至 本 JE, 詞7 日, 先 則。 成。 大 稿。 ) 州"大 人 幸。之 世 易. 矣。 警、 於 此 止 止 生 人 期 大。悦,之,夫 [5 無, 342 名 即步 至 地 丘 所, 侯 行 之 以产 Im 且。高 亚 滕 善。 例, 所" 道 書 書 書之 未 家 藤 罹,也,斯 日, 忠 大 之 調。 III.MI IIVZ 院上 院, 黄 乎 藏 得 樹 疾= 可+ 道 大 强, 夫 矣。 焉 說, 先 良 鳥,哉 也 其 先 也 3 立立之 黃 夫 知,而《併士 生 己。 贄, 矧+ 名, 宁 生 \*未\*而\*将= 之 鳥 質 者 止。以,本當二 先 贈言 於 成,俟。则 深 也 書》 室 之 肥 クシテ 深= 講 也 為用 亦 此几 生 謂 網 IIII 耳 也 万分= 党, 院言 嘗,之, 純 無, 之,之 學 先 夫と 先 種, 李、 甲甲大 於 好 定 以,顧? 記, 處 兆 書 名" 生 章, 今 子 夫 藤 席 音 無 處 云7 也 母,丘 後 院、 之 者 於 之 年 日, 樹 上- 聞, 雜+ 焉 其, 加 疾,先 徵 名 實 堂 黄❸ 夏 冬 諾 先 加 者 蓋シ 于" 乞生 說= 今 及。講 聖 如, 教 之 鳥 陽 顧,生 召》悦。 五 其 至 日, 日 骸り 之 合ス 之 賓 之 月 復 舊 深,焉 或人 善、 容 諱 本 祭儿 骨, 所, 學 畫: 也 橋●之 侯 宅 日, 沫 體 其, 其, 者 問力 也 節, 繋がル 觚: 之 而 月 之 之 大 請, 管产 良 天 深 如 書。 不 者力 自, 也 不 書 夫 德 東 為。謂言 乎" 之, 可力力 知= 命 為七 辱。 神, 日, 語= 觚士 院 與 鄰 吾,是 之 向生 則# 何言 於 母 不用目力 而当 之前 成几 有 承,日、也 作业斯 日子力 無, 本 茲=卒、避, 國 深 謂八 矣。 釋, 司 嚴 新。而业止。道 賛,之, 性 以 正= 再点 蓋。家 因,者。 議。命,於 既於 血 也 III R 來 綿 為將 二 以京第元 黄 角瓜<sub>ト</sub> 有, 而 至 ---再。 非非 加沙 於 仕 蠻,與,於, 日<sub>ョ</sub> 鳥 夫 屬太三博 黄 經 興, 善. 于 之,卷按点管。文 JE A 其 先 之 至 子 臣 之 鳥 于 子一所,全之, 於 生 發 善.. 弦: 止,有, 畫= 旣= 見,之 成 說, 弘 至 也 魔宝 深收集 見 以声 於 禎 公 其, 威。

Xi = TITE . 善. 德,一。雜 13 矣。 汇 [1]] ? 彩 物 则+ mi Mi v 1.1 不。则: 游し 13 文 ME 途 知, ·F. F 账 111 11:0 幾。 1 3 之 15 贘 於 FAL IIII 失之, 知 夕次 欲. 11: 1 心。 歪 有; 知 否 答。 自 於 Y: 1: 所 所 有 1111, 框 欲 20 本" 中省 謀 彩 1 1 1E; 矣。 11: JF. 1111 E 则 過 無 **选**, 子 K 心: 信= [13] = 打。 11]: 失, 是。 是。 学 事. 日。 以 共 也 11:0 物 165 私 所。 学 於 则 爱 2 摸。 知, ini n Ha F 寂 惻 求, 天 善: 椒, 安 怛 IIII 2, 身 之 無。 以产 1 門道 於 立 -T-·11 n 親。 派 亦 41= 命 此。 萬 故。 乎 過 以 2 Thi: 矣 之 家 11-為一 理, 明美, 献 至 國 計 ागि : 21 樞 善之 天 搜 也 下 111] [ii] 1: 物 X 志 宋, 德, **方**? 惟、 天 是,须; 施 13 111] 光, 不 作。 若, 20 T 德 欲 有定 知。 细。 ill 7 T. 親 至 温 親 大 11-1 R. ムラ FIII 光 R 2 1 於 之 也 11: 之 歪 鸦 1111 求 無 X 支 不。 定 2 離 至 知。 行 規 11: 7 體 計, 決 11: 4 欲等 知i ]]]] 如 於 此 於 此 之 街 11115 至 說 31

方 作。 至 11 說+ 本= 不 []= Mi. 也 of the 则, 雖 改"程" 1/5 本於 意 大 誠. 人 心 先 IF v 之 FY 2 身 F31. 间, 价; 意言 以产 家 兴 成\* 那个 不 之, 划别。 國 且, 治: 文 字。= 日, 天 F 大 心之 沙 有? 學 III E 灰。 之 源, 是, 櫃。 故。 誠 1111 日, 意 强 It. 珠。 IIII 已 E 咨 Xi: 矣 The second 之 誠 书 談 意 学\_ 之 IE + --- 7 極、 11117 游, 则" It. 學元 於 THE 博 古 幾% 至 本 按点 点 Yi: 通 序 心。 IIII Till 及 E 行? Mig 大 灾 所 丹 手" 能。 問。陽 本" 矣。 上北 []] 而 作。大 此, 於

11

[[] :

1111

不.

11:9

於

规

知:=

奖.,

其,

度,

交

M]

德

親

民意

IIII

不..

11: 9

於

至

逝:

1人,

其,

则,

矣

明,元

切 Ŀ

Fin

大

原报

用。明

学,學

则,問

型

明

文章 老 4. 。須言不 即美苑。 篇章, 之,亦 可十多, 也有,

· 35 - 1 115 以所能 1111 19/4 1013 思 本个集份之一 E 71 14: ソビ 41: 第四 (:, 六頁及 ME 19: 兀 112 fili 約卷 py がど Bis MASS. 人情 it (!i 松 小 七左 衙門 大洲 [5] 食碗 11 IL. fi (3) 松 本山 进今愛媛 中午 河 谷町

in]

なるべし。

に出 の後 設解 心(ひ) 哲この っこか いまださだかならざるか。 す) 50 らず。 然前 齊す に依 立春に先 Ti 省勞 小が かっ 14 te さ仏 りつ 10 5 5 常憶 3 り。皆死せる人の為に冥福を 别 終身の 敬を致 大祥 所 1-だわ 3) 5 加 我儒 0; 冷て更に火あ 我 父母 50 1 FAL 0 を祭る。 in it から 喪さい 祭(0) 人家の Te Te L. CK ip 此 乃至七世父母。年 如 て本心 し播 見 Ar 0 斯 外、 を小 載 るの M 禮備 ナと 高 30 T 0) n 按ずるに七七齊瑜 更に七年十三年乃至五十年百年等の年忌の祭ある事 , めに忌齊を修す 加 祥 の誠を盡す 梁田先生我高 神 祭義二, りさもみへざれ b 其 大祥 より已下四 悪常に 乃父 外 꼐 とい 引 ·祭之日。入室、優然必有 節詳に、愛敬 々七月十五日以前百味飲食,安前于蘭 在す。 0) 0 祭 2 所なり。 かっ 祈り且本を報ずる 世 あ らだ父母 祖考妣百年忌詩序にこれを できる、 る 固常祭あ 月を 90 故 久 E 伽 論 間 しく遠 又朔望俗節 君子の喪に居 祭れ 0 鑚ば斯に火を發す。 にみへ、 7 0 誠を盡すの道至らざる所な バ其感 M りて、 7 禪の きを以て貴とすと。 75 30 の祭なれざも、 見野其位。出戶肅然必有」聞野其容聲」との 忌出 祭を 又祖忌齊あ 0) 格 薦あ る三虞卒哭の祭あり。而一 溯て あ なし、 も亦必祭 3 90 事 加 V 間 曾 盆 50 その古 に髪 されが古の人齊する事三日 高 ふこと詳なり。 中。施 いまだ五 るい n 12 叉盂 お より を容す。 至り百年 佛及僧。以是 一禮凶禮 B 忌 なし。 吉禮 2 日 とい -1 0 祭り を用 たと とい 年百年等の 1-カ ~ 報。父 の近世 葢年忌 に是佛弟 よりて さる。 悲し 周忌 19 へごも貮なし。 ^ (0 ば 母 泛浮屠 い近世 飲 冬至 初 み 0 吉 火 遠忌の據とす 子 0 3 め 福 禮 亡始祖 修」孝順、者。 の説 受胙、 1 7 養 祭 南 燧 あ 喪に居 一浮屠 50 90 して 1 固より 0) 3 如 て、 乃其 0 多 X 說 る 禮 泌 367

すの 行子 7 1= 3 ナニ 20 0) 俗 0 ni お 0) b 13 8 かっ 値 13 2 難にね 73 T 心 h L 今 所 ろ 7+ 附 -1) から 1) 或 -111a) 的内 -カコ 1 15 質 13 LI 0) 13 0) 0) 3 0 ini す H 0 原 心有情惕! \$2 1 3 15 1: eni 悲傷 3 ブャン まだ 8 AHE かっ 平 to n 3 弘 mj 2-0) 1 , 地 執 h 知 ri THE 缺亦 むく 程 70 松水 は -1--31 ( ] 75 時 ri" す 11: 3 17:5 は シ) -5. 腰す 好 O 計 動 (74 1) FAL 先 3 11: 1-1 1 我 す Alle » 世に 先 界で 0) Til 才 11= 民 所 子. 14 13 人 心 1 45 H する た 未 1115 75 F 3) 3 1-祭 112 -5-か 信力 FI. か 光 1--书 1 浮 3 12 心 0) 3 脱 誰 3 11 130 5 - 17 THU た 至 Ch 提 政人 林 圖 17 3 0) かっ \$2 ip hin 3 -せざ 仁 1113 秋 水 h 以 カラ 4) 您 0) 彻 1 0) 15 0) 不 前, 共 寫 浅 行 1 訛 かっ T 0 3 也 此 に著するに祭覧 0) 3 7) 13 0 虚 斯 1: 起 3 银 夫 1-五子 祭 20 於 所 -13 祭 心 從 共,我 3 那豐 文 洪 (= 擅 C 十十 思 か 恩 加門 1 0) 加也 1te T 18 は 懸 7= 17 力多 17 15 -1bo 果山於正 恭 に成す 說 東 ---311 不 हैं. かて 0) 人 版 190 此 腕 1,11 代 所 0 11] 消费 内 立) 3 せ THE STATE OF 1,0 談 Thin 拼音 雖 さら 心 73 俗書 1313 洪 池 水 10 [ii] to たる 17. 11: 明论 川ファ 外 **海尼日** 6 5 作 75 C 1) 规 るり 刑部 t 到 U) -1-りつ 親, h 100 1-かっ 或 O 13 1) ブッ 辰 與否。 也 17 時祭其然門 دې す 3 李爾 Ji. 红 は 动龙 王 60 汽 34.5 川 齊 1-50 數 荷トに まだ背 己 -初 2 ~ よ 10 1 日 12 \* (J) h かっ する 2 知 1) 所, (1) ろ n 夫。 會等語 1 3 1 かし 終 2: 人に 0 : 6 して 34 擇力 to Hi. 11 6 1 3 11 1 凡州八级 \$2 質に 信息 悲 -の) 13 1) 163 0 冷。 i) 初 L 秋 多 松花 **経に分でり** 3 彼 41. 试 6 與 n 117 在。 T 1-T 学 П 道) 0 施 百 人 かっ (-す. 13 75 **本**"簡, . 然 斯 11: 6 情 後 情 肥 ~ 0 震 U) 红 1) 3 百 降。八子 1) 仁 すこど 小别 ずっ -Hi-心 己心 雕 たっ 無 河 如 à) 17 不 1 不 人 TP 15 4 8) 何 小人 他 10 な 次 15 仁= 梁 (-1 = T. 3 13 馆 儿 40 沙人 n h 得 U; 先 綿 能 83) 8 た 俗 3 粮 -T 供 5 75 10 满 なっ 日分に 生义 にこれが 1-紀 己。そ。 n 悲傷 消药 13 是 欲 は 2 (T) 0) 13 何 說 新 n す。 人 1 (1) ME 所 11, 7 0 光子 111-慎: ブラ 信 0) 10 1-0) 13 所 -壶 1. 時 報 1-T 於て 赋 前二 红 終追 助 心 0 まし 所。 1; . 1 10 1/3 俊 不 得, 想 今(1) 11: 70 (i) -1-C 11 32 ri p[] - 3-一 P Ti. **州**曹 遠 -7. 小 信 3 祭 U) 1) かっ li. 這 1-10 -0 111-10 南 1 略 75 h 度 0) 心 H 1 dis 隨 심해 - -النائ 1 1-0) 82 Pig 0) 赤 つて 117 孝情 情 红 上いない -1 Iţi Un ち 秋 亦 15 3. 立) H 明治 -诚 12 UIL 使 U) にかてこ 0) 11 13 5 不 公子 (1) を思う 沙。 1 111 祭 THE 迪 3 外 70 竹 -111-カラ 11:1-先 すり 斯 10 (1) り 道 1: IIII. (Ifri 1-73 小儿 忌 原 n F 至

かる 忌出 く浮居 it これ を削 考ふ 脱し [31] 亦 後すどならが E 三代のなき所、 間 人 0) 亦 训证 3. 卒後 1 るに年數たが **人**遠 ここと 13 子前。を傷上等の語 祭祀 不得己の仁心なり。 によるといへごも、我必しも念經稱名して佛にけが 憲章せんと欲する門人弟子其百年其百八十年の忌日にのぞみ、貴其人を愛念し其德を追慕せざら 13 殊に孝子忠臣 3 12 1) 我 に祭 书 孝子慈孫 カジ 綿 no 百 先 0) れが ひ、 大人出 るの 年遠 々さして不 を不可なりとせんや。 からず。杜氏 其 藤樹 計 君 只今の同志今年 老雅 愈鼓舞作興し 1 ひ有ことなし。 其 先賢のいまだ言 0) 大 其 先生 生の 為 賢子弟皆この事ありて和漢人敢て其先王に出ざるを以てそしることを聞 先 雅 理 U) の年忌に値て其 1-1-3 同志 年 文成 念さい 0) 虎 及び楚莊王 どより一に 也。 生年 0) 拜 されば先儒 も多く泉下の 王公百八十年也。 通典に灼然 稽 其 て愈其憤を 慶長十三年戊申を 2 大人行年六 当。 師の 文成王公の とも、 ざる所。 兩先生 且 置 天子 為にするも、 南 一酒。優孟前二 我此論をなすこと他にあらず。 、神を祭る而已にしもあらじ。道學に於ても亦其人を先師 らさ 未其事なしとい 人心常 萬壽 たる明文に非ざるのよしみへたり。 客とな 一十八 の年忌に 降りて春秋の世に至りても其事 れが、 朋 とい 0 1-謹て考ふるに、 爲壽の事あれざも皆戰國の時の事なり。され 9 世宗肅帝嘉靖七年戊子に卒し玉 愈其志を立べし。 馴 距を八十一年なり。これ して正 又しかなり。 今その愛念追慕の 5 n ざなは 忌 n M ふさも、年忌の 誠敬 日 德 風 れい 0) に為此春酒以介。眉壽と見へ 五 祭禮 n 年 いつとなくうすらぐ習 之未 は 藤樹 祝壽の禮經に於て見ることなく、 んさには B 必明日 其人 次第 中江 1-禮祭、 年忌の祭をなす、古これなし 終 今茲延享四 を愛念 り今年卒後三十三 先生 におとろ あり B あらず。 なしさいへごも、 義をもて起すべきか。 なの後光明 但 **亦年敷たが** 5 し其 史記 30 丁卯の ふべか 徳を追慕する たとひ同 ひなるに、 淳于髡が まことに 日 0 とし たれ 本 帝慶安元年戊子 らず。 あるまじきにや。 年也。こ 志盛 かがず。 近 後世 ば年を賀するの ごも 後奈良帝享祿元 傳に髠對 まして年 心細〉覺 1 0) 一方にこ 春秋 n 名目 とい れをもて 藤樹 7 0) 年 其道 姑ら ふと 間も K 369

H

むとする 光、 諸 籽深 11 也 よつて 力多 愛念追 13 II. الما 學問 阿なに に降い ない U) 本根 威激に於て一も探 礼漫 俄 1-11: にこれが説 て、 诚 所 1 間愛 洮 in 2) 作り海 念追 んご欲 る所 恭 i) の滅 內諸 6 n もこれ 野 77 們們 のそしりを 姑らく 70 1= PAN 因 ごも 漫說 T なる。 犯し、 及ば を罪 す す 八 H. る事 月 同 北五 志 なく、 渚 かっ B 村 ~ + つて の耳目を驚 不得、已の志を憐み、 月 神印 -11-HH 3 九 カン 汀 H かっ n 2 厚も 10 啊 版 先 協 同 1

丁卯二月

[ri]

演して

所

調學問

0

本根

を立、

此道

0)

與起を圖

6

玉

は

んかし。

琴鄉滕 深北窓翁 謹識

追 加 此父学郷の たゞ其中所、稱別記なる者子いまだ見るこさを得す。ゆへにか 筆にして藤樹書院に寄する別幅の書なり。 當時 大洲君臣俱に先生を禁禁す の詳な 3 た 知るこさ ろの あたはず。實に憾むべし。 梗概此二 因て見つべ

、丁卯之年八月二十五 付、 聖像 Gi 此度止善書院 同 发元 王子藤 當日 九 いいの関を補ふべしい元文五 御暇 月六 御 祠堂八奉送 之節先師を慕ひ御 樹 日先期で 先生並三輪執齊氏併祭り奉告落成一候。 へ致一安置 H H 候趣 をトし 御 一候 而 且, 堂新= 年庚 願を中録を指上、 同志之智禮等前之通 聖像 :1: 此。 中八朔に其姓 人代 2、御門人清水子 參拜禮之姓 先師 白 年御忌 近江 採 4, 相 池 制 日之御 御祭禮御 御 御 備 讓被成 當日 坳 祭禮執 儀 侧口附添被 1) 備 節 深 聖像王 候 物儀 行 傳 有 先師 三付、 節並有司之姓名等其三 子御 は 司 之 6 申候親我之御門人也。元間接するに 御家藏之聖像二 姓名等 像 先, 此 新 期= 度 -同 IL 御 成 志之智禮壁 洞堂 候 Z 别 御 而候。 ril 前司 納川 行。 学 别記 清水子の 候っ 善弊成之書 本, 有。 Gili 御

右聖像委細之來山並清水子之始未具に別記有。

沒後百年に

至

b

此度

神中

THE STATE OF

此

鄉

に奉祭御家職之

平像

办

於

御

Min]

堂奉

祭候

中

冥加至極未

曾有之不可

X

候事

同 四安-置 王子肖像之事。是は我三輪執齋子數年心を盡し、 **先年石** 河土州侯長崎御奉行之節御賴 申 周 雪

之御 Min 吟味 111 H 人現に 脚 iI. 致 出 Z 州 相 川 大洲に在りる間さる路佐藤君賞で予に語 1.1 版村 調 Z 米 亦 1111 一候得共、 9 诗院 りて大清會典な審進すること見いった博技するに編集手簡二高玄偕父子 慶山 te を安置 へ納之。 さ川 活 店 服 此まさに琴郷云所さあへり。たゞ慶山さいへる畫師のこさはいはず。其人現に大洲に在りさ云るは傳聞の誤か、らく、執齋彼邦より得たるものい、彼文成祠中の塑像を摸せり。藤樹書院所藏の者へ又彼本によりて畫ける也。 せ 等之吟味さくさ不利 50 深 Coli これを持参せ 之畫 則歳。諸近江藤樹書院元博按するに先哲叢習 三幅出 正に此時の事なるべし。 3 調 2。今尙各存。さいへるハ此さ略、合り。 但二幅さもに彼邦より得たりさするは誤譚に執騫嘗屬,長崎鎭臺,得,王文成公畫像二幅於彼邦。一則藏,諸大洲明倫堂。 一 右明倫安置之御像執齊氏 幅の江戸下谷 其後綱 歪 唐 井 明倫堂に安置 因 山 州侯 よ 6 被 長 临 より 召呼 御 深 一候寒人 越之節、 附屬 幅 沈 n 熨花 寬保 此度此 節 丙名 元年 在 公儀 切田 西三月 地 Z 大清 付、段 阴 倫 廿 會 曲

これですが著せる湖學紀聞を以て併考ふべし。
はた予が聞所の罪ならざるか、おぼつかなし。

右竹像委細之來由具工別記有 所:持之,

同 Li 安置 御 像之義是亦 先師 御 像, 别 之事。 記 心们, 元文五 年庚申同 志阪井尚房於東武 一狩野友甫を寓居に 招寫得し肖像也?

、先師御母君の為御暇御願ひ書案紙之寫。

Ti = 531 iiL 御 近. 筆 岩田 所 H 村 文 Ti. 郎 代 12 傳。來之。右之御文中二有之。 數人之姓名御實名前後四人。

先° 右 Gib 御 御 页 近 之寫 H 贵鳥之贅 11 先 11: 我 当 朝 時 H 問了 奉 1 は 行 C 松 本 8 七 7 大 左. 衞 夫 門 加 藤玄 **人豐家藏深** 蕃 庭前之喬木 之,附一 屬 z 來 5 此 止 度 h 止 善 子 書院 細 具 = 納之。 別記有。

文に 先 fali 0) XII 1) 元 候 御 御 [11] 点 A TE 之孫 館 所 持 子 之分 - -完 略 1-别。 相 集 記 2 h n 此 多 度 御 0) す 祭 禮 相 勸 候。 右 姓 名 並 一役儀錄 等具 Z. 別 記 且先師 漢 文和

湖學雜纂

大

天

加

旅

-5-

此

度深

171

湿之

先

Br

御

順

遺

孝字

並

釋

371

右之寫並委細之來由別記有。

一、来錢祭器等寄附之姓名別記有之。

11: 時院ご 11 Sili 1:1-12 iL 10 から 1) 111 作完 11: 11: 院 iiL 1 8 = 11. 1-10 01-10 1,1 え候

[11] 仙 堂之 額 是 11 先 11. ir. 局 1. 谷 前 野 2 書院 1 かっ 1 h 你 糾川 #: 周 74 手 PH ---候。 中凡 浩 II: L 1) 14. 1 阴 13 此

度かけ申候。是亦記中二具二見え候。

往 成 拙い とい Ti 铜气 511 御 引合 FL 111 11: 1 集に舉止むべからざるこでなますく 今以 恢 扩 合 您 3 111 一大 125 各樣 相 111 御 T 永 外 12/12 ;" 2 卻 1 から 恢 不 違 111 Ji 712 かい jij 200 思亦 你 11 相 ---候 世 4) ---尤引 111 恢 御兵 度 7111 何 方(は感じ どが HII 介 20 5:19 1 此 1 仮 1:3 儿 御 此 分 1: 候 から信す。 14/5 御 度之 打 togh Quantit 候 寄川 [1] 7) 130 志 THE STATE 御 次 方 是 家 10 Ilij 1116 111 候の ~ 所 候 made disconn 得 上 111 持 流 懸, ご川 此 地 近 有 所 御 外 之小 111 目 133 13 米 = 不 13 湊火災之 御校 il. 致 1] 111 [1] 合 家 候 合御 111 せ 验 il: 候 候 此 IF: 1 も彼是 度 御 被 候 御 in. 卻 水 ٤, 書簡 1 Min] 11 為 御 4117 IIZ 2 贞 御 に成 集 河圻 作 知 你 -111ifi 纹 1: ונו 1) 水 洪 火龍 不 11: == 被 111 有之候 1): 你 1 好是 1/2 御 表 念 11: 賴 3 所 **光**師 ------111 恢 未, 北 15. 時此界あ 111 候 御 候故 外 かん 间间

公本 候 を 人之事 ni 先代褒美 III けらら 1) W. 恢 1. -0 11: 小 义 候 拉工 以 155 1 2) 1 1 木 故 () 你 4H 你 1 いいこん - \ 15 111 御 12: 4 かい 14/5 业 略 111 山 你 11: 清 11-12 野市 義 稿 11 116 候 1,0 相 ~0 = 井之孝子貞 及 候 1) 先是迄 11/2 4 不川 ) した 私 H. 候 -**集郷の筆にして即印本の首に載たり。** 接するにこれ大洲好人鎌の序に調なる 洪 31 U illi 热情 北及老孩 書之下二 此 湿 水 贬 笙 = 候 御 版义 L Min] 5 此 旦夕を 1: 堂之儀 --株がざ 1-11 に孝子真 13 1, 1 して前 715 出 ナ 共 相 -0 1; 覺依 候。依 達愿之士之相 御 小 [ji] 故 111 Li 之先 事之樣 八八八 是亦 作 1/1 1 先 石门 3 供 御 fali 1); 修 - -2 |||j-1 度 御 偏 洪 相 11. 餘 -0 一切 F 光 先代篤く 事 Ti. il. 100 申 11: FY 候 卻 候 座 1

**⑤大洲町故中** 年譜寬水 村四郎 维清 太夫氏秘藏。 水 11 45 時のここ 64 御真第今愛媛縣 1 .. 松すの 1 2 大洲 新谷 停 米 田j F. 河内字十 1:11 11)] 先生 NS 91 氏 180 秘蔵っ nill Fi 115 在 11 ýmí 内陽 J. Fili MI 人洲 即门 中 周广 T 日城甲文友氏保管。

記述して讀者の參考に供す。 0) 識すざころ なきにあ 或 は 本窓は 布兜 らざれば、 傳說 は藤 1 樹先生及び江西學派 湖學雑纂と同じく篠原元博氏が 得 たる 編者 もの はその見るところを各項の末尾に識しその長文に亙るものは解題中 ありて参考となすに足るもの に關する史料の漫録にして、 藤樹先生全集附録として編纂せるも 少からず。 或は資料を典籍に得 然れごも間 誤 0 傳 た に属す 3 50 書

下几 ならず、 本卷中「中江氏先祭舊在」其宅後「云云。」の事古傳の書記述する處なけれざも、今尚 然す 参考すべ にあ (松 るの御觸 1) 下 笠原氏及び編 仲伯 12 りどの事信ずるに足る。 0) 末 n ありたれば一 商 者の家の 0 如 かってん 如 般に相成らず。 きい 孰 n 編者 又青柳村大字青柳岡田 もその 0 祖父小川 邸內 それ故先生の御墓も玉林寺に移 に墳墓 城太夫秀則の を有したる例もあれば、 氏 同 田季誠氏の裔 手記 1 「明曆 )本庄 先生の 中 傳 たり云 邸 說 內 村村 0 に葬むるこ 大字 存 云っ」とあ する がその 舟 木松 0 3

金二百疋江戶三村市 寶曆三葵四年大阪 本卷中一志村仰昌 るものに して、 此の資料は大溝舊藩士並横田耕次郎氏の舊記によりた 鴻池彦右 水 右 因置 衙門市川 衙門 田 掌 小右衛門長尾傳藏三輪為之丞 同宗吉より金拾五 其 事 云云。」は祭田を置きしことを云ふ。此は拙稿藤樹先生景慕録に 兩中井忠藏 より Ŧ. 井藤九郎三宅 金漬 兩 るものなり。 洞堂 才次郎懷德堂社 さして寄か 横山氏 祭田ごさい 13 中より 舊慕

1) たし 此の記事三輪執齋の事蹟で混淆する虞あり。依て一言ころに及ぶ。

1 太篇記事往 各項の末尾に編者の所見を識して讀者の参考に供す。 々誤謬あり。また研究を要するもの少からず。今本文中必要に應じて右方に母にを附

【凡例】一、底本もと句讀訓點なし。今新に之を附す。

一、底本には中江氏譜系中志村竹涯老人筆にて書入せるどころあり。 今()を附して之を照別す。

一、對校せる諸書は左の略符を以て之を示す。

真蹟(真) 藤夫子行狀聞傳(行傳)

ご明記したれざも本卷に至りては簡略に從ひ補傳又は門弟子並研究者傳となしたり。 年譜以下の諸編に在りては註記をなす場合に例へば本全集卷之四十三若しくは本全集卷之四十四 讀者之を諒せ

昭和三年八月一日

よ。

小川喜代嚴謹設

# 湖學紀聞內容細目

| 一、泉 仲 愛。(三)              | 一、三輪執齋並川田渠郷農屋町の講堂に詣る。(三) | 一、陽明學聞書。(三)               | 見解―宗誠の子孫。(三)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 寓す(訛)—高千穂大明神—岡山の吾が神道に關する  | 一、淵宗誠一先生豫州を去るや後命を慮り淵氏の家に | 僧の説法を聽く一先生传行す。・・・・・・・・・・・(二) | 一、先生の母堂北河氏佛を奉す―母堂毎に佛寺に至り | く―祭田(部)―大成殿圖先聖像其他寄附。(二) | 一、三輪執際祠に謁し大學を講す一貲を捐て葺費を佐 | 祀る―八木山の影堂。 (一) | 途次先生を大津に延見して學を論す一神主を西城に    | 一、吉備烈公(池田光政公)先生を師ごす―江戸入覲の   | to(1) |                         | 一、武弁の士多く先生の門に集る―郡吏人をして之を | <b>¾</b> (1) | 一、先生の宅趾―古藤樹―先禁はその宅後にあり一改 | 場ぶ。                      | 一、藤樹書院の粉建―祠堂―寛政中徳本堂の三大字を  |
|--------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------|----------------------------|-----------------------------|-------|-------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 一、吉備國學滕樹先生手筆孝經版あり―高弟中川氏祠 | 某(千別)(                   | 一、中江氏―湖東の地名―中江岷山(志賀源氏)―中江 | 聖人 に ( ) 聖人 に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) に ( ) | 一、近江聖人—足利治亂記熊谷高實(食邑鹽津)—近江 | 翁問答─昔より湖人僞書を著はすを好む。(一    | 一、和版書籍考―翁問答引―三上大學一書を著はす―     | 一、書院致良知の篆あり。             | 一、書院藤樹規あり。(             | 一、分部昌命―美談―扁額―壁に題す。(一     | 理-講學)(         | の人物―書院尚存す―邑公租稅を発す―書院祠堂墓碑の修 | 一、書院記へ唐虞三代の學は實學なり―藤樹先生は三代以上 | 集。(四  | 一、伊藤東涯安原仲武墓に誌す―安原貞平―藤樹別 | 一、書院伊藤東涯の竹簡―参拜の詩。(四      | 衣を着せる像あり。(四  | 一、淵宗誠の家藤樹先生眞像一幅を藏す―書院先生深 | 氏(訛)の家に寓す一大小各一口を造りて贈る。(四 | 一一、井上國貞一月家居(大阪)一月高島にあり―淵田 |

湖學紀開內容細目

| 一、伊豫人清水季格—和冉顯非二卷。(〕) | 一、南郭服元喬撰加世級軒墓誌。(二、) | 一、篠原元博氏参拜の詩。 | 一、佐藤一齋参拜の詩。(一六) | 一、志邨周介―仲昌―書院の長。(一六) | へしめんこす。 | 一、文政甲申三月大洲侯藤樹先生の裔孫を練して復仕 | 一、 藤樹先生書中和二字―三宅萬年翁識語あり。(こ) | 一、藤樹先生致仕書—中邨文五郎—中村真人。(一年) | () · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 一、淵氏の徒大内立淳一執務平埜含翠堂記に大内某あ | 一、續翁問答七卷-湖西足立某。(一五) | 一、孝經講義一卷—中村某。 | 一、二見直養。 | · 、藤樹先生故宅—藤樹溝。 |
|----------------------|---------------------|--------------|-----------------|---------------------|---------|--------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------|---------|----------------|

編。 之,树 11, 知, 蓝 右 iL 干,先 年 之 则, 生 13 題。集 質。目,十 鳩、非、 湖 先 學 祭 生\_紀 既。 弗。 聞, 萬 年 成。當。 有。 之= 言。 云, 矣。元 學 博 不. 謹 同。心, 謂,以,奠,識、道;幾 者。十 稱。年 生·凡, 不事 同。有是 時,係。 者。湖 望。學, 後 源 之 委= 者 君 子 每= 試 聞 讀。 見る 是, 輒,

膝 IF. 樹 解,二 111 途。位 1375 得。右 l'is 寢°大 说 龍。臣 紀 进, 元 使, 行, 條 赤 隆, 是 滌 公 命 良忠 I., For 奉 )度, 旨,及足是。 書。其,以, 德 焉 被"本 堂 則手 ---先 云,渥,大 生 可, 字,夢 賜,矣。 之。於, 初,是. 蒙, 即, 其 旨, 束 近至將二偏。 聞,賜。為。 下洞, 御 加 書 祀, 之, 扁 額, 寬 育,政

0 は恐らくは 渡の 字 の誤。 公紫 水

賜。懇

致

良

知

---

大

宁,

懸

於

衡

門

之

上。方

今

皋

刻,

謀。

逢

蓽

之

堂。

松

榮

特

思

異

數

矣

侍

讀

伏

原

凊

公

光位

故

中

書 近,院, 先 14: 学、 背: 有。 13: 疏 Æ, 共 圃 數 宅 後\_ 畝 先 刨。 生 先 殁产生, 亦 宅 葬,趾 此。也 明 其 北= 曆 中 有, 小岛 改 葬り 篁。 王 篁 之 琳 寺= 西 北 有, 古 藤 緣。 木= 書 院 之 名。 實. 由, 此= 中雪 江

(2) 今空地、 和 傳 第四 --項 挿說 膝樹 書院舊 岡葵 照 知。国 今 魔して 盛土 を爲す。 (PY) 題參照 水

慶 佩 化 兀 及言 刀,鞑 狮 然 往 後 张, 交 樂 义 大の成 運 剂听, 消 注。 盛 俠 目, XE, 至,然 江 僻 於 戶。於 邑 聞,那 寒 吏 鄉 先 使、無。 生 有, 人, 之 視, 名 惭,之, 學, 不。後者。先 其,其,生 人,教、歸 還,人,田。 藩\_彝 諸 召。倫,州 見常 之 屢,事 士 請。不 稍 得, 盾。 K 逐. 異 及。 待,議 門二 之,逐。肆 加。息、業 禮,亦 多, 有,武 從。弁 游,子 弟 者。

(fi) 年 ESON F JE 保 三年 並專狀 巻照の (紫 水

先 大 生: 道 帆, 話 延。俠 能 **須1.**。 1. 7 於 ini 馬澤 師。 シル 館 論。者 學,當 達、時 旦。有" 吉 西 上, 備 日 烈 公公 亦 如。 先 之, 生 家 先 生 居。 殁。 公 公 賜 奉書 神 下 主,問。 於 幾 無 西 城。虚 月 丽 祠,每◎ 之,入 觐, 今 遷 東 奉 下, 和 至,

717

FIL

紀

問

弘 神 1: 水 學照 力に

後 Thui 深。马 知 先 生, III 领, 1, 者。英, 萬 SE. 執 游: 1/2 特, 111 弘 强 事。 Mil. 儿 烂, 加。 為 人, 大 Til, IL 文 红 1] 便。

大 H 成 人 殿, 111 圖。 Ш 資 先 平 深, 生学. 像 淡<sup>®</sup>大 夫, 成 以 化,號、 大 K 洲 鄉 從 供:稱2 祀 來, 諸 捐。 像 山山 Ŧ. 以。 新 建 佐, 弄 像、 费, 於" AL: 比 院二 心。 供 告 邨 漢 11/1 H A, 笔: 长 党等 因。 IVI + 政 田, 1 3 - N 有, 其, 311. La 計 7:15 义 即。 院, **举**管

御 大。 加 叡 獎, 刺。 反 賜 之。 济,光 大 打 洲 73 明 100 執 偷 堂- 齊 一八学 則ヶ層シ 嚴」是 於 响等, 近 蓟 iL 24: 藤 13.7 Œ 樹 1 文 院。成 公, 今 简 111 谷、像 11.2. 云明, 於 义 如 彼 #1: 恋 告 抵 Ш. 近 光

出,刻 中, 背 邨 ir. 塑 粗 小 某"个 雏.書 僚,工, 粗=川 然,所 其 本 世 村= 粗集, 作+所, 膝 11= A 亦收与 Ell 4 1: 111 樹 光 答,民, 多少縮 T 院 Th' 子。湖之 PH [10] 赤系 所,像、 哲學, 如中髮 藏,是, 如,四 執 者、元 右,座 不 ZY: 是,人, 齊 後告 义作力 職は是し 4.6 iI. 文"乃, 7 1/2 : y 依。柯。 Fi 服力 成,真 彼,為ス - 4 之二 像ヵ正ノ 本=特 游 1/i. 1'5 111 十月日十 53 之,非 松 院=像 验 机 111, 111 君 條,也 ER amo 後=又 共·丁· 化川力 人不 于二篇人 见\_能. 行為叢 日ヶ藤 温泉 温型人 在,也 頃,樹 大 义 遊し先 業=乃+ 世=某# 洲。日。 训 11: , 刊門 執王 14 jij. 齊, 文 作2人 115 112+ 家成, 院二于 即:米七 又 像... 视。等产 惟之之, 所,金 突ゃ然と 有,執 及"如中 文 璐, 有"此, 成,得 予 維 大 ---117-111 像 於 成 HF 9 情意為 彼 殿 17, 7 ---是:峰 棉筒 事= 1 红人 7次7周 共, 省, 以と之り 之;同 像 即, 渡 方 树、彼。 宽 片 111-HIII 大、外。 游学之 粗,公, 吨。其 惊, 子,是 清师问 第二 像家心

其, 叢 他,譚 說,合云 盡,者、 星。流少 個 挑 信点談学 云音答り 田工 岩\*

號 0 24 1/2 雄 稲 年. 傳江 () 琴之改め許せ 被物 14 に於け 11 銀二 1) 儿 3 えす。 服装 今探ら 樹 TEL また記 消 是 鉄の Ti Z 独 解 0) 條琴 瓶 -5 交 べきなしつ HI O HE (14) (3) 尘 Jic. 本に 官 密 E 野に備 11 胸 [0,0 [1+g] 17. 1,0 () たすっ 1 1 ナンろ (11) 11 The 先型 钦 瓷 1. 182 3 餌 ご腰 3 哪 樹 號 た果 光 竹 -j-鄉 1.1 像い) 1-11= 下從 2+0 1) 心 (紫水 祭二湖 村竹 しては天保 VE 1/20

先 生, 先 生 妣 不 北 得 ink 氏 佛, 齎 HE. 废; IIII 削身 逝。 髮, 处心 名 零 來 T -松 八 和= ill / 年. し。寛文乙二十二 佛 诗 香, 1100 I. 竹门 华 八 法, -1-咖, 八 先 生: 作のの 行力 和 就 婉 谷了 1,1 者 版 動。

378

見恐らくは 先生殁 事なら 马 恐らくは

有,誠,则。 jiji. 上京 時 豫, 採 pip 祭 虚,兵 啊. 世, 们,循,源 道, 鷹, 業 作。 也 後 陸 诗, 信, 温。 與 命 寓, 天 紀元 會3 明 淵 神 淮, 戊 亚 而,許 IC. 待 申 帝 Bifi 故= 稺 之 不够不 以 災。其 降 閱》 成#月 邈, 樹 不是 家 以 先 面 可力力 為, 嗣。 歸, 生= 一得 焦 先 汉自 者-皇 生 本 土上 而 國, F 神 世。宗 教。初 生 沛申 祠 1 親, 獨, 誠 西 居。 得,之, 洛 土 思 不 之福 矣。豈 聖 慕 雙照 弗 人。 可不戶 其, 衆 出 岡二 固, 揆 扩 以产 尚 丽, 也。 為 而 園 山, 祀 祝\* 天 中 後-稻 之, 生。 滂シ 家工 荷, 哉 藤 日富 於,其 樹, 高 條 是. 尊 以表 F 葭 信 翕 穗 明 屋 如" 然。如此, 聖 大 町. 道, 先 明 傳,宗 即, 生 神,

恐らくは 0 命律 除 楜 (3) 學派 淵宗誠 0) 書類はすべて仙臺の 卽 简 山か 先生を 人さなす。 知 U) しは 後 年 0 岡 事なり。 山 から 敬 神 此 のことは 0) 説非なり。 見ゆれ ごも神教を奉じたりさのこさは 行狀聞 傳參 照。 (紫水) 二示教錄 等に 見

陽中 Life 您 17. 111] 末 老 11: FAL 10% 起 見 閉 後 諸 BHE 書 だ 州 頂 有, 作 學 紹 野 然 考, 戒 條 路 姓 論 勝 名, 又 洪 眞 次,寶 發 小 之。 永 善 倉 寬 讀: 保 信 妙 之 江 固 際。 藤 田 幾 樹 定 ----之 好 百 辻 書。 人 且。憲 除 論。尚 京 其, 數 師 異, 輩 湖 處, 拉= 灵 西 京 能。師、 外 人のマラ 辨諸 陸 受 奥 江 人 業 戶, 倍沿 淵 為。藤 氏 最。 樹,之 伊 說。 者, 次\*良= 有, 可 大 敬、內 和 也 玄

桐 لزا Ki なり。 いまだ此 0) 音を見 にすっ 今此 0 記 事 依 n は 京 小部に於い け る淵 尚 Щ 學 派 0) 事 頭 を記 述 4 ろも 0 0 如 博雅 0 士の 指教を待

執の 亦 1E. 京 fili .. 炒 記 即引至 田了= 表 鄉 亦 甞 語ル 焉。 見, 於 聞

泉 11/1 川。 刻 公, 政 弾 是事 門 葭 可, 雅儿" 世 按。 稱。 111= 德 愛 行, 謙 君 叔 子, 同 兄, 行。 見 事。 烈 一藤 公 樹 遺 先 事 生. 松 與 临 中 堯 111 臣 謙 省 叔 岭 加 等 世 書: 次 春 爱, 質 備 藩= 俱 見" 任

湖 即 紀 聞

## 20

41:3 家: 1: fing y 图 谷 市 田 11, Mir a ·Ł 117 11 北方 11 M 泉 以上例 园 図 H 浪 jį 1: jį 华 人 近 e-- di 刀 感。 11. 111-匠 R 心 居实 厅。名 11, 治、經,因 Ti 產,態点。 食品 序 二。深,原 -j-" 大= 指 月八點,澤 温シ 11, तां = 4: 在学送。发 英。 111 9 [1] 變 善 生儿, 品。得,共, 用意 受,如,所, 是言 其, 好力 業,此一場。 视片 指, 精刀、 FI. 図 17 jį 故二 17 水 師 养公 去。 111, illi Fi. Fi. 脉 주將 = 樹 红 Ho 明 先 報 較 生= 後 TE: 划 ---告 [iii] Fi. 品, 為。 SE, 初 海。 次 浪 111 7 W O 非 大 田 HE . 氏, 1

[111] 沙 7 WF 花香你 11/3 py 項 養照 -調 [1] 氏江 松下 11: () 温 北 ット IJ

淵 15 毙 書 誠 院 家 红, 月 腻。 先 衣 及。 生 膝 がすっ 樹 学。 深 TEL 先 手, 松, 生: 湖流 像 近o 华。 大 火 DE 帕语 其" 何ない 71 2 友 眞 不 計 111 起。 11/3 敬, 通 41 就 for 滂 等,佐 間 船旅 10= 幹。君 云。行 角化 学。 阿山 了下院 第次 樣,先 11: , 故 儀 衣 茲, 数 僚,稱,即 方=皆 TI 信、杨·朗 共川岛 目 堪?大 映 用。意 果

## 傳 第二 項參照 、紫水

書 方,氏,院 家有。 H 始。東 膝 來, 涯。東 詩 涯, 34. 書 誦, --幅完, 地。 竹 方 簡 宿 膝 鐫 影。 安 掩,原 之 题。 舊 IC, 茅 宅: 37 E. 束 平 午 西, 3F 壁= 到, 三小 八 FI, 月 神 111 - (1) --2 旅 格。 H 樹 分 長 不 训 胤 院。 II. 度。 西 壁東 書 EI, 院 夫 聞。無。 名,常 久。 五 说, 誠 前 壁四 邨

東雪 翁,涯 校 K 刻。如《諱、誌》 也 说 小 原 按》治 親 樹書院藏 考,仲学、仲 武、仲 武, 仕,生。武 岩= 1) 世、云 於 志邨 先居, 在 時。 1 1 1 上 H ご為 Ш 殁 市。江 俠。後。 與 子 は誤り 隱 東 此:小 居。 JE 私 111 (12) 作。淑。地 iI. 序 云,相 西, 迪 () 1 7 赠、者、接。 F 馬盖也 日,底 共。小 子 音吳 Sin 都生并深 加立 JII E 训 平, illi-常 高 倡~ 書 省 島 10 衍 新 -f.= 縣: すっ 建 因。也 小小 今删 之 訪。仲 私 道, 其?武, 淑 家,長 人 其, 得,子 道。稱2 筋 其, 贞 诱 手 45 進,行, 雏 字、後 君 藤 伯 牛, -J. 其, 3/1 遺 樹 更力 風 書 别 院 集 業, 徐 尚\* 東 俗 卷,涯。怕 TE,

伯 日二日 JIL! 以。邑 型。 小 人,或、之 13 15 為士 陷, 修 北 1 風, 川 2 不 不 15 强 祭 有 之 出, 桃 刑。 異 心心 加, 書 -J. 111 篼 墓 一: 数= 李 则" 暖, 不 院 和 先 滿。 躬 111 所 H 利しる 相 資. 數 翁 生 門二 歪 15 也 知 1 共" 然 間 + 四 所 邃= 就。 TI 发 不 用 1.1 明二 揭" 方 居。 间, 华 而。 踐 稽。 珍 必, 處 其, 五7 起。 先 慕, 之 問 干 無。之 行首 倫 非" 享 生 風 者 堂 地 載 涉、學、本 故 之 代 湖, 保 之 有。 者 宇 如 之 安 其,外 朝 則 學 丙 此,學, 聞。 書 不 視 排 寥 在 立,漢 馬 俗等 之 午 其、規 院 加 聽, 偽 如。 昔 言,魏 實 伯 派 夏 感。浸, 速, 約 尙 而 飾 也 論, 以 禮 學 六 就,存不 也 每 也 之, 復士 惟, 樂 道 來 朝: 也 加》 月 戮: 敝 焉。 亦 月 淳 藤 文 不, 不 風 所 以产 推 力, 安 可。 五 圮 傍= 為人樹 古 物 膚 俗 言, 尊。 原 徵。 + 緝 享 有, 之 流 先 之 淺 H = 必 先" 貞 先 理。保 日 實 盛力 洞 俗,生 踐: 陋 薄, 平 生 書 省十二 5 會 平 堂。 學, 移。 雖是 傑 訓 所、 集 謹之 讀 院 丑 門 其 出, 不 不,則, 詁 知。 德, 識, 遺 講 洞 蒇 左 功 爲 于 讓, 鶩七 必以 文 則,按澤澤 習ス 堂 邑 不 古 草 高 汚 漢 字 行, 遠, 至。此, 嗚 墓 侯 藤 亦 世, 莽 唐 遠= 之 故。 記 呼。 畔 忠左 儼 偉 衊之 然 過,學 其 朝京 一哉。 放。論。 邑 海 繞 然 實 中= 聖 精 盛= 臣亮 載。先 內。 石 侯 乃,以, 可, 首 人 微= 光 之,生 が謂っ m 欄,新\_所,慶 唱》之 雖 而 論太 永, 唱 之 以产 出。由。安 彝 有,質 = 道 道 為几 而。復。文 以,戊 代 倫ス未 過 直 娓 其, 勞, 稱。 四 子 以 之 全。 不 誠 夫 K 本 舊. 永, 藤 歲 方 上, 學, 闡 憨 愚 累。 應 邦 復。樹 卒 脩, 春 人 明。或、 婦 之 數 之二 秋 先 洞 琶 物。 不、教 荒 百 泰 生, 矣 地, 湖 之 流。同。漸,所二 言, 斗 廢 仲 者 之 租 海 篤,詩 而 衰,能 也 濱 內 為,賦。道 所 知,

展

不

秋

安

原

贞

25

亨

部 111 命 1-11: 15 11/1 家儿 稱 0) 家 茶 3 以。 庶 ろは 1 孽。放= 生 今後 一家權 賀 出, 兵衛 縣 高 嗣。 を斥 島郡 肥 安曇村 後 1 威 大字 伯亨自筆 宰 田 某 中 9 家。 膝 樹 部 戶=先 先 生 嗣介哲 某 叢 院 按 以 家,譚= 記 故 下 蓋シ藤 原 篠 田 傳 樹 原 元博 弘 聞,同 掘 里人 氏 氏 0 人。附 辭 筆 來"江 也 1 安 橘 原 藏 南 貞 45 谿 9 東 孫 水 游 11 記。 州 上

生

之

矣

孙

初

Fil.

紀

[1]

糸?

训

焦

北京

邓

大同

正

之 軍。 圃 儼 即。截 巷, 可, 常 然。謂。肥 练,耕 尔 此,後 時。帥, 考 平 人, 邨 件; 也 井 也 一之 余 DE 夫。 日,年 100 不、堂。初, 师司 可無罪 國 称, 福 学 弱。日, 志,凝众 膝 而可 書 談 世 18 P. = 樹 至。以"質。 書 及。 矣 奉、八 膨 Hi. 他 月 义 樹 企 -題 先 D. 位色 煖 介 九 生, 衣 也 行 H 日 無。不 也 大. Tf. 敏 儿, 所 鄉 就 用,何, 学 完 共 心, 應.. 諸 1: 人 111, 余,共 4: 之 带。啊。 タス 寫 小小 所 11//-加出。 德 先 懼。然, 平 也 生, 老 珍 浜 也 1111 於。圓 降。後 置 是。之 胙,百 明性 欣: 100 乎 衍文 11 途. JI: .. 1:11 福,徐 書之 子が 游。年 以,何。 i , 19, 寒,夫 東 E. 913 古 道,于 改 可. 目, F W. L. 5 耻,三 颁,

有, 日 分部昌命 作縣 樹書院 1 客食 原於 樹 書院 () 相 [15] 10 TF. 1)0 数 水

也

寶

胚

+

---

红

癸

未

赤

=

月

1

澣

分

部

FI

命

手手

書

膝

樹

规

後

人,

書

書書 院、院。 先 生 東 墓。軒 11113 1 人隐 谱, 上 然、有, 加,篆 奇。横 矣。 版 錦。 之, 就。 牕. 觀。 Alig Mig 则, 點 畫 透。 版 背= 相 傳, 族 樹 先 生, 家

担,

或"

疑,

和 其 版 主 書 名, 籍 適,姓 目, 翁歌幸 以,上, 問十島 答,五宗 因。年意则,致 疑,可。良 先。行。司。,知 大 學, المرال 游士 生 載, 其次 所, 先 . 湖 著。 生 人 者。 公为 雖: 問 IIII 創 作, 能, 献。 意 号 。 字, 立 永 in a 可。 旅 門。 F III 乖 命 近 名... IIj . II 矣。 蓝。 佐 外 祖為 K J- ---此 木 過 子 11 声用~  $\equiv$ 11)] 眼, 1 此 驗、者 11 大 偽 \*未 學 飾 兒 秀 昭 H 出, 然 處, 盖。 想, ---共, 害, 必以 Fin 到 後 意 人,

世 日。僅。杜 記, 召。佐 粧講。々先、就、撰。 撰、經,木。生,者。 食。近 足。 姬?仁,邑,江 先"初 聖 鹽 人,自。名。 生= 高 津! 稱,不 者。質 供。 是 姑,抗 備 1-錄 疏。後,當 自 俟。广、守、時 :H: 攷, 絶。天 為 湖 然至 女# 貧 人 謁, 爽 好 " 简。敏 於 好 九节 个 1局 費,學,日。 117 自,焯 特. 極。脩。々。江 學 矣 源 劃 切 者 偶, 武 咖啡 大 記、鑑, 作、集。足 學" 公, 其 皆 利 意。門。治 14 笊 亂 安 ---死。時 記。 亦 ्रा 稱 行, 國。為,熊 云,近 谷 也 按\* 江 尚 此。聖 質: 似。 1 本力 湖 足 方个= 利 人 應 公 也 腰: 仕~

110 旗 Mi, iL 팵 氏。 It. 也 山 X, in H TI 人二 III 公初 慕 非ス 124 調問 WE= 其 也 中 先。 出。江小 志 是 湖 賀 東 源 氏。 地 叉 名; 1 天 文 111 中 鄰 邑。 有, 城 木萬 有,學。 中 政= 士 江 某 族 家 長本 焉\_ 門房 者 人宣 世。 多, 為。因2 邑 為 之 氏 著 紹 姓。 述 文 而。 非大 集

1: 何 iL 省 工。旗 城。 伽 阳 -5-鮮。鍵、樹 江 國會 6 軒。按 矣 即二 村= 先 死 奉, 納、 放。以,生 有。 nil 福 某 班 何二 頒 1 藤 彩色 此 西 備 雏 成 樹 適合す 陽 車F、 路 餞 先 之 不 敬。 力;= 悉 也 生 3 知,學 茅潭 同 先 皆 手 地 為。校。屋 生 **特**, 志 筆 旣\_ 最。之 何 毎 户 水 尙 所,合.兼 中。 人 滿., 且 がえ 經 研 年 52 究 于 浴 版 本, た要 巴。 淵 心 字、 干 くすの 久, 氏 望。 數。其, 虚, 極 矣。竟後 之 拜 也 細 徒 欣 禮,楷二 也 躍 此", 患,先 首 佐 東 歟 不 爲, 生. 經, 尾 藤 万木 斜土 之 完 田; 先 君 存。、憾 學。遍, 則。 舍 生 附 之 沒 雖是 後。 青柳 炭ニラクハ 塵 圖又 之。經 知, 先 于 高 月 村大字 弦 于广 生 久 弟 世 遠言 青柳 之 寬 中 從 嗣 文 川 浸力 物 9 换,子 文。 子 漫力 十 部 中  $\equiv$ 自, 漶。 星 去 江 嗣 爾 數 年. 移。 跋二 彌 秋 人 堂 子 中 江某 云, Ξ 七 心 之 日 中 字 郎 月 此, 日 名 11 及。 洛 下 薄 拜 孝 干別。 西 旬 受り 經 章 而 從, 名, 信,而,江 之,命。西 中

(14) W. 四學され 0) 書か 水むれ 間 Щ 潘學校 いとも 见 te るを得ざりき。 いふの料 池 の内 义件 (紫水) 宮 として 見 えたり。 寛文九年の開校にして 蕃山 事 を督す。編者 昭 和 年 月 圖 山 TIS 至

劳 州 IIIi 間 雨 然 兀 云, 一世. 此,膝 樹 於, 賢 諸の 人 書 也 隱居 俱= 不 載。 近 江.\_ 降 里 鄉 黨 稱》 為七 佛 子, 有 所 交 争。必次 聚" 於 其 庭. 以表 質也 馬, 鳴 呼 無 得,

園 橘腺茶話卷中並近世叢語卷四に載す。(紫水)

城中 禄, 2 源 之 龙"; 服 德 鄉 IC 16 州 愉骂 即。 -1-是。 -5-父 嗟 傳 心 篤 母 之 考 旅 天 14: 樹 真 亚-先 也 學 生 是, 乎 致 以。 又 仕 作ッ 養, 顛 論,末 吾 性,云,替\_ 或、云, 所 以 謂,淡 養、余二海 親,日,吹\* 我。起。 也 尊, 嘗 陸 吾 聞。王 性,之,儒 所 風 於 五= 以 中 尊, 江 翅? 親, 氏 善な 身 也 之 徒 考:,, 海 莫,曰。 大馬生 有, 忠 勿拘。恒言言 為 母, 夫。自 顫。

7/11

Est.

紀

聞

人,而、謀、沒、游。外。不、不歸口辭、無 H 諸、者,以,赴。省、質、祿、爲。 知。事 則。其,於年 侯。為,得,易 始二 且, 求, 之 在 此,一一 報 不 長 雖,富 TY 親,於 矣 1 3 即。贵, 行。 及"又 後、禁、外。易 節、 無性的。 范。丁、其则, 渚, 义 疾,於 Ti 乃"汉" 親,與 彩,不 聞,遠 心 喪,方 足, 行, 攷。弗。 製。之 親,往, 所 夫, 相 紫之 陳 Li 失。世 路,深,唯 亦 殊 為 以 流 济 類, 不 鄉。周 5亿、17 1 間 胜 依 通, 証, 天亦 是 得 使。儒 州 なっ、行 集。也 獨, 可;往, 学 之 不 親, 也 [V] 是。 共, 且,在, 不。而 於 11 端。不 易。 可力 书 念上 静。 見、夫、侍 企 原奈 1 1 法 不。亭 赴。己, F = 自 差 11 = 反, 行 師 献 il. 知,夫 之 不,以, IC 無,矣, 水 也 品。 按, 造也, 子 孝、忘、入、行 This 益, TL 人 云、者。兹、艾。 無,而,答, 於,先 ill " 所 谷 乎 固。選。足,惟 以 逕令 此,即,是生生 毛 机 明 故。 加。父 惟 不乎、怪。命 致 九 近 行。 1 仕,齡.斯 蒜\_孝 反。母 命 為"日,哉"口。 此, 共, 書, 子, 想, 今 则,父 編 引。之 勘。今日,雖。 於非許。之 中 天 所 怎? 厥 之,所 於 日,不,夫,學 117 m 共 以, 睦 [1] 州, 者: 出 以 始。就"背 至, 法 人 行 而 不 蜚,又 處 伯 雖, 術。居, 子 或。不,身、 iF. -- 72 以,如,不所,言,能 逸。不,遠,官。 爲, 斯, 及, 行, 如, 觸, 為、朱, 副、着、不。 之, 說, 固。祖 人,范 人" 翁,也 氏= 榮. 范 2 家 既。歸 11: 不 致。得。卷、然。 解。容。所,大 而= 親:純 維 明- 計, 仁 養, 抵 間。也 迁; 滁, 議, 網。親 不 亡,幾 知。然。 SF. 鮎 問 则, 老, 命, 亦 矣 但、養。而 人 其, 古。 知、不為、敢、豹、 子 以,者 加加 近 但。滁 懶 不,人 問,桑 寫。 以, 有,進 不, 仕, 其, 門 是,自。 奫 如語 者 警,不,病,相 得。所。縣,能一省,為、說 耳 世《同。其,尋如 於謂。而數、爲、母、入。 魚

○ 起筆頻磨は底本のま、さす。當に懶露に作るべし。文末誤らず。〈紫水〉

錦 亂 城 之 大 後 H 文 氏 連 題。 \*未、藤 啓,樹 辭 先 章 生 2 .页. 學 蹟= 格林 Lin 車高 膝 不。樹 通,先 遠。生 不 人 及。品 今 德 之 行 兒 之 靴。高雪 如。天 雑 F. 山 所 春 知。 齋 也 諸 子 先 义 4:, 何. **\*** 大 凿, 梗 告 此, 然, 時 以,天 此,下 類。 大

生, 哲 消 1/2 · f-湖 1 3 侍 孫、 pil, mi To I 江 11: \* 文儿 紀 別 不 濟 爪 明 講 所 氏 言首 衍、大" 學, 世 子 系 語· 管· 於 者上 改書 於,諸 是。 書。此人 略、則,加 您 採、得,略、藤

那家

生。 意 子 生。生 则。 illa. 灰 不 于 能、 鍋 个 知。城 H. 111-夫, 2 其 L 世产 页 EA! 詩 於 文 俗。 面 11 大 37. -则。 等。 而, 網, 出, 是, 矣。是一一之。而,上有欠。 日 矣 風 於 尚,徒如,流 鴻 情, 將, 才 弯 省 福3 詩 衆 相 文 善, 可,田 下二不 不如,仁, 平 珍 إنا 雖,惜,重、五 今 日其,哉 乎 世, 也 最丧交 唯、祖 然。得政 其,義 能意,庚 詩 則。 尚 說 辰 朴 從 德,然 = 拙,學, 不暗 月 則。 喜。中 端 時 生 使, 午 家 才,摸 然,世、 知,索 錦 實:城 鴉又 時 也 無。老 運, 非# 其, 不 所 先 人 Z 生- 酉 見、大 同 宜、 田 也 雞文 其" 使自己 無 元 輕、於,貞 先

蔑,先

識,生,先

() 弟 子並 研究者傳第 九 項冬 温度の 水

共

见

----

也

H

平 大 il. 得。 保 称 11 I, 辛 道 漫 学だ H: 遊。記 秋 不 來,錄 111 第。 此, 數 藤 地。则, 束 ニッ 百 涯 بالار T 同 欽、保 弟 高 長 戊 1|1 准 風. 門 \_\_\_ 床 月。 E 人 青 伊 木 氈 藤 邨 古 關 重 梁 嵎 經 間 同。 來, 絳 調。 奥 帳 田 書 院 空。三 河 角、 汾 來, 涯 誰,謁又 有, 詩 續, 蘭 響, 嵎 旣= 講求 日 蓝 已. 月 德 子 錄》 此 滕 隆 文 頃。 從 沙 公 汰 篇 志 秦 邨 角 灰 士 冷,有,儉=

4 按意保 先 th lie ---H 輸 執 恋 同 男 院=永為 無。某 聚, 來, 以,見。 調 記去恐力 偶, 遗、 兀 之。 爾 庚 申 六 月。 執 齋 再 來, 調。 並\_ 見。 記 錄,

補口記, 樹 淡 先 英 實, 之, 江 氏 間 譜 者 系, 從 視急志 舊二 啷 趾, 士 加"。儉二 詳,賴名 尚\*之讓 \*未\* 姪世 免得 闕 其 疑,先 望。世 知 所, 錄表

九

稱。德左衛門、據,祠堂神主書、諱松者、蓋其小字得。德松,也、世為,近江人。仕,伊豫大洲侯,為,風早郡宰。食、祿百五十石 時 民一生。三子。元和八年秋九月歿。年七十五 ○按海蘭譜天正十七年加滕貞泰朝臣守 高島城。兼任 遠江守、吉長委 質侯家 也。 三流在:是 Ils. 11 13

十一。作二。 藤树先生及一女。寬永乙止正月效 机

某

稱。三郎右衛門一按邑有。世稱。仁兵衛或傳七一者。即其裔也

稱。右門、號。信古又好古。仕。王人某家、寓。京師

稱"數馬。(与市)

外房 (廣野 後稱"貞圓门

某

稱:總八。實聽積某男,後目,高稿氏一代,伊勢總山侯。食 祿百七十石,致任駕,京師。

女

名珠。適, 穗積某。(賴母さ云久我亞相家臣)

藤樹先生 役,先生下,世。別所氏再適,四郎某一方,子。名高信、稱,蘇兵衛 [化||大洲侯。食 縣百五十石。後致 在娶 高橋氏。先亡。又聘||別所氏。繼室。 即為。季重異父弟一按。陽明學問書一高信亦測學中之人 〇別所氏父友此。稱 網次兵衛,任二大游侯,為門

207

百石の誤。(紫水

女 名葉。適,小島七郎右衛門某、後棂髮名,清心,善事,母氏

〇中川識叔要,小鳥氏一門某女也。在,小川、專,一子一名來助、後改,權太夫。

〇按伯仲俱高橋氏出。先」是高橋氏學,,二子、不」育。 一云百寬文五年正月。歿,於京都。年二十。葬,黑谷。小子鑰之助。稱,,縢之丞, 仕,,備藩,食,祿二百石。一云百寬文五年正月。歿,於京都。年二十。葬,黑谷。

行狀間傳新知百五十石に作る。(紫水)

伸

樹

0

季

币

栩 鄉 郎。別所氏出。在"備藩'。娶。長谷川氏。 九郎大夫 生,子女各二。寶永己五六月歿。年六十二。

女 名昭琳。天

名染。適,大溝豆藏田清左衛門,某後睽離。之,備前。養,母氏家。

〇歲田某間書作,倉田清兵衛。誤

女

某

竹涯染の字を抹殺し捨の字に作る。 竹涯筆睽離の二字を抹消し新寡に作る。

小字稳之助。稱"貞平"任"對馬侯"食"祿二百石"後為"大目附役"賜"四百石"又賜"名藤介"娶"宗田氏"按"聞書,以為」冒,

国 二百石の誤補傳(附)四參照。

3

行狀聞傳宗田氏を冒すさな

"宗田氏"

誤。

来 さず。(紫水) 爛九郎。客:長谷川氏家。夭。

對州中江家傳來の系圖には常省先生の小字さなす。

某 秤 爲右衛門。

某 稱,文內。祇 役江戶。天。(享年二十有六)

对 戊正 月。湖 西志 邨士 儉。以,備人某所,寄中江宜伯墓誌銘,見,示。仍錄此。碑 表 書。中 江氏宜伯之墓

湖

學

祀

早。誌、 或。嗇、寢、喪 以, 無。試。資 敦。廖 徒 過, 劍,教 云, 年, 與 儀 Hiji 何,止 或、有,云, 以, 萨 人" 無,食 Mig 悃 行 閑 稱。解, 成、精、禮, 質, 計 呼 其性 者 EII, 到 腺 拱。 治、浙江 庚 其, 緒, 不 之 軍 友 樹 恐。 好。 道 中意 德, 战 先 **愁**, 史, 非流 45 因。早 部。 尤 之 庸 IJ, 11] 生, illi, PH 7 洪 井 篤 沙龙 兒 管。 · 官。 之 がら人人 之 即,能, 块, 旅行。 230 H 别是 狀,世。游 厅 -J-45 任 乾 惦 恕 太 遺、職, 乃, 胡, 於 虚 居 -1-夕 橋 1113 右 此、盡。掇,不 備 切 处 危 颇。 IC, 尚: 规,其,幸 交 4 的。 有,以,其, 此 寬 存。緊。 終 成 宪 志, 游小 刻, 伯烈 12 按,心刻,至 文 繼、俟 無 人 永 事,宜 П 無 薦,遺 市比 强。碣。途。 修立之 TI E 以。伯 原。事 意、 深, 41: 花, 風 午 打, ip iL 情合幣,宜 111 以产 標 弟 臣 墓 於 學,州 - -假证相。伯 力 1 iim = [iij 季 且。岡 辰 - A 之,敏待,途。 育文, 随意 側 Hi. 前 道, 系》,城 月 L 之 即, 以。東 月 緒, 凤= -11-以。有 為。郡 鈋, 资才 受問 7 偲 + 战,孤,三 闸 容 事, 小 接、體,藝 光: 不 12 銷 75 日, 其,川, 书 静。 H 人。假 功, 遭, 瘥: E 公 教 重, ,井 置。武、情,山 以 持。司。用 4:1 HI 為又 閔 己,長熊 之 疾 其, 翼 哉 志, 凶。子, 德 動。長,澤 卒,于 12 " 麓 初 岩? 其,事、於 義, 右 以。 人 FAL 名. 色 \_\_\_ 朴 **Jill** 小 厲。衞 法 家 = IIII 節 " [11] 弱 質 111. 也 士 弟 引 與 就 冠 僚 亭 度, 恭 子 142 寡 行, 諱、 屢, 默大 謹,幼 儘, 惟 碑、 剛 英 友 年 樹 有流 红, 及是 行 特 的 \_\_\_ 李 愿 行, 命 不 志学 敏。 哭 + 載。 除 悲 % 別 游、始。 劇 H Tar -撰 相 有 行 並= 派 賞 其, 仕, 官抑 ---الما 明, 则, 皆 循 好 成、行自,道 未, 姓 天 然 怒 馳。 TION POLY 岩 juj 字, 奚, 忘, 酌, 娶, 馬, 官, 雙行, 學, 豫:

1线 11 政 八年なり。 中 iT. H Ti. 10 11 扒 修に H 111 入少

Ш

· · · · · 多科 那、紀 聞 艺, 矢"仲 樹 仕 秃 初 外。侯 1110 思 巡 12. 索\* THE 里。 比 紀\* 等。 搖。賜, 以文 所" 那,手。 粉,題勢地,畫等 打, 軸 尼= 仰 革。樹 達, 亡, 季 金 乃, 重 而\*葆 脱。 賴" 奴上之, 侯 復 賜, 利1 歌 目, アリナ 氣\* 許上

李 T 父 -f. 7/1 蹟 济 T. 11: 12 載, 外 ifi 馬, IIII 不 トレードカナラ 也 近。 常 耕 报 假名 紀 は竹 間, 得。 拼 老 悉其 0) 10 颠 末, 水 季 重 年 前台 4----什

411

祀

Fift

11

狀則

傳

120

(3)

7

テ行

狀

111

傳

1

作

るの

和

歌

()

加 和声深 岡 伙。 交 災二 新型 清月 原 疾 不 文 陽 思, 7.53 业 IE. 币 105 内. 温 塔\* III なり们 右 ニンコト 為鳥 11/1 IC: 從。 11:, )ピ= Min FAL 0) 軒 近 欧 此 个 79.8 慢 别一 侠。 得。 者 明寺\_ 意な技するに、 111] 合。有, 審 何 紀本 0 備 他产 III 稱 對 诚,烈 誤。 李 季 性 上 神 29 游。 ir. 115 馬 Ill 時- 俟 重 重 理 塞♀那/奇\* 省 俠 召。遗 歪。 戶 家 菠 會 茶引 之,事二 鍅 候 勿了 立" 時 先 京 迎上 0 通 老, 间了 於 事 别《多》 災= 4: 師\_ 百 乃。 柳 之 逐= 斯か 石 本重 藤 蹟 悉力 紀\*矢》棲 復 類 原 盛-0) 辭章 製、 海 學 及 題 物 頭 是 最 幼 。公 賜 月 るべ 考。及と 手 七, 搖 賴, 证, 延\* 倡一 邸 歸。 您-後 き 火工 家 季 和! 銀 於 補 鄕-傳 遊,復 學。作 傳 也节島力 季 重, 御 契さ知らで、 附 後 類 書 拉 遍~ 多 院\_夫》 使人 重 Ď 復 奴× 古 其 娅 頭」月 所 李 不 加 共, E 僑 重。原体, 外 和'那' 齎ス 子 痴 即,豪, 居 疎くの 慕で密 索」成为 貞 學 先 京 兵,九 外"四"時 人, 平, 屬 庸 み、 師\_ 仕 选 骨 重 鉅 觀世即尹 圖 問 解 弱 過ごして 俱三今 旋四 四次矢少公 書 賜, 待。 冠 補, 無。所, 町條 藏族 奇\* 銕\* 名 名" 以 同 名, 有, 傳, 御 泉 失》濕》卿 藤□ 日元 客 1 焉。本 數 世 介, 木、搖 多。 庫 狗 禮, 仲 た 世也 年 中\_ 眷 尾, 革"和"與。 爱, 見ュ 竞. 思ふ 賴 矢シ々す 云,於 來 者 遇 續蓋。幾 寫, 没不 悔 慕⋷ 於, 半 往》 是執 甚,貂 歸。 取, しる、 於 厚之義,狗 也\* 乎" 締力 等, 齋, 是 宮 小 書序 濕"古" 殫 奉 交, 川\_ 中= 燼; 也。 多也 常 大 # 寓, 行。 夢をだに、 云。 省 叉 矣。 此、矢》 目 京 食。 對 先 子 索\* 內 馬 師。 附, 祿 新·伯 之,郑 獨 完生 季 季 府 宜。 變 侯 百 見て忍 誠 重 之,所 茂通 食 京 五. 姓 寄七在, 蓄、 江 和影片 伯 江 禄□ 名, ぶべ 十 邸 滕 戶=書 繼 云。 月四 百 和 昭 日, 石, 籍 樹 3 一个歌, 姻 + 全 工= 後 守 且

罹,三

書,田

石,

木

西記

有,

M III 仲 亦作 T D 0) なれ 吸 湖 思はで過ぎし、 12 熊 M 現時の 澤 能 IC, 周 歌 即中 出 道 伯 推 知名 PL 繼 かい 0) 妺 人も讀 なるべ 也 熊 み難 2 澤 氏 右二首の 叉二 年 一首の 躋。 萬葉假名は萬葉集に 八 意 **衮**。嗣 曉り 難 子 見しさ云 季 用ふる所では 誠 請 (惺 諸 軒 記 家-異なりて 作。 歌 清朝時 詩, 為壽 代の 支那音を以て模擬したる 參 議 通 躬 賜

題,

389

世

加

族

芸,

埋"

目, 鶴 退 红, 友. 屯 清雪 帕 公分 附了 歌, El. 吉 篮 湖 造 他 紫 心 明 2 獨 所行 那 [m] 纸 和 通 奴 和 影 他 白 儿 利 那。

湖 潮道 那 彩 木 IIII

歌〇 北北 熊澤 [11] 川季 北江、 No. 筆歌 りには た以て 計 1: 逝 たれ しす 1)0 1) れて干させ 此 賀 11 維 0 H: 水 () たへんお 写 15 1 ろも ば場 i) なり のうらい [11] 弟 友題であ 子保 等 1) + 八紫水 項 3/2 明書 此 0 M. . nill 14 光信 34

執 堂。成、有《助》 奫 舍。 以,誦,知、之, 於 雜 者 第= 义 講 有 著 智产自, 馬 行, 用了= 治 五,7 作。 清 氏隸文教 家 耕 建、天部、洪。 訊, 紀 THE 聞= 北 九 堂,在,京城 浪 手 ジャ 摸。 大 師=川, 洲 凡,東一有, 紙, 右 此、东 有, -1-餘先續 年過考 以,姓 平 手 ない。 神 宁, ----中华人 至 字 者 其, 歪, 不 製 详。 學。素 + 高 证" 行= (i) = 積 人 不 filli 雙 殁, 41F. 到5% 來? 相儿。 熊 济 樹 Fi 好。 ELL, 松 先 --受, 生: 除 異非 業, 17 年 先 滕 4: 顓 至! が M. だい。 下 3 樹 從。 保 先 世。 博 計 시: 初二 11: 马拉 先 ---船。 JU. 4: illa 残. 大 句 不 洲 mil, 彩。 未 和長 建。 捐 博 聽。 建 今 舍 便, 半青 11 **展**菜

姓 月 या PIL 外 光 分 項 pq 状 [1+1 傳 ili 作

乾 之 聽。 人。 子 復 糗. 囊。默,③ 聞; 西之本 四 幹 之。 32 -湖。 隔,两 官。正 小 书 奇 進 壁,上。 111, 耳、抵,之。湖。 PA V 人 禁力 某 先 按。 至少宿。 1= THE STATE OF 備。譯一述。學道 膝 民 而蒙 樹 其, 各、旅。 之 金 門。除。 放,自 里 納 23 1 1 逐。惟 得,嘆 有。而。 茶 (就), 羞 居, 衆 後 松直 旅 业 博 受業。 学 樹 - --生 與 之 衣 衿, Ti, [11] 料理 uf, 加首 逐三者。 尼,不,此,之。至,夕 坐。 Ifii 王 至。京 得 井 先 氏。湖。師。生 也 山 善, 而 偶、 事, 返, 在, 其, 乃, 鄰 来 有。 夫。還。含。 警识. 生 云,仓,满, 作。 其, 書, nif, 裕 計二微 欲。 性。但。各。 1 3 失, 留, 妙 之》 要。姓之,宁 官。 其, 語 : j= 婦, 網 於, 此", ST: 12 是= 家, 動? 11/

馬 執 齋 湿力 作 膝 樹 金, 事 全 見 沙。 块 迎 記。 先 ini. 生: 取。脱流 於 刀, 買-人,陽 11) 碑 全 TT y 與 SE 行 狀 不 合" 恐。 司以かり

矣。

不

就

110 非 紀 图: 是 鄉 有。 那 樹 先 生, 宅 民 過言 其, 門, 者 心二 整 折掌 投る 敬, 叉 云。 大 洲 婦 女 輩 各 家 每 月

乳 13 間 從 义 六 北京 来,二 流 時。見 集 執 面 for 否 卷 nil? 在? 稱新 本 風 谷。右 講為衛 寬 門,等, 餘 姚, 會。書, 學, 津, 名; 云,人,日, 受療 業,樹 講 淵 宗 誠。 後 居, 江 万= 馬大 町傳 倡, 湖 學, 慕 府 及。 諸 侯 之 士。

仰 势 人に作 るべし。 〇紫 水

1

1/3 条門 游 義 卷、 账 樹, 門 人 中 邨 某 衛所 門左 銀 叉 見力 紀 聞=

0 本 全集 保後之十 五二載す。 水

流道 子 别 127 不 問 夕 答 寓 七 目 卷 湿力 湖 西 盖 足 其 立 某● 人 著。 凌 學 藤 無 井 識 政 不。武士 以 知+求慎 先子。齊 生, 叉 者。而 者。 為 造作 亭 種, 保 陋 戊 言 申 腐 刊 語, 行。 以, 頃』 擬ス 某 先 生 生, 以产 其 金 本, 見二 屎 之 示,

3 某名流 更 近 江 國 高 鳥郡 北州村 9 (紫水)

겠게 K 也 之 徙 有, 大 內 女 淳; 者。既\_ 已. 錄之。 頃言 讀 執 齋 平 埜 含 翠 堂 記, 有, 大 內 某 管产 為。 邑 人 一講べ 書 蓋, 調心

膝 原 樹 光 生 纹 仕, 書 栗 鄉 云ッ 中 邨 文 五 郎士 者 藏。 其 眞 手 詢, 豫 人。 則。 云, 其, 書 見 存。 今 中 邨 氏, 者。 名

旅 詩ない 自 樹 张 木 先 傳 4: 邨 神 H 1 1 3 亦 可,於 和 乃,豫 学, 真 1. 滅。 文 蓝 字 焉 刻 也 或、浪 如。者 並 吾 以。懷 人 其,德 作。巧 書 是产拙,院 字,爲、藏、 者 議,萬 雖是余 年 其, 日, \_\_\_\_\_\_ 先 宅 過" 生 公初 之 鍾 有, 為 王 識 米 人 語 蔡\_ 也 日, 亦 中 右 中 猶\* 和。 而美 沐 和, 猴: 其, 而 所 学、 冠。寫。藤 耳 者 樹 奈 中 先 不,和,生 稱、此。所 何世謂2書

391

是則先生之書之所以為貴非耶石菴記。

文 11-故。對 杏、 生 政 書, 潘. ME: 111 之, 刹, 音 湖 採 11 前。未 和不 1E 州 月 對 乃。 知。審\_ 馬。先 大 迅 世、生、洲 共 報 家, 仕, 故 俠 里。 竟。存 俠 l'ii 若。某 否,家 fol 如 也 天 有:致. it, 耳;後 11)] 述, 子 數 戊 To, 人 pH? Hi. 11 ---月 某 俠 為、候 京 之 復 師 指"国" 致。 斧 災、候, 易 書, 其, 周 们。 12 2 P 云, 人 旋:藤 育. 承 束 樹 子 宜。諭。 上 即,先 為。先 答,生, 派氏 生 役。 盛 以产 प्रा 德、之 則 湖 者 設?裔 志 西 以。 其, 使"乃, 邨 行。 竞。在。 拉手 我 叫 不,西 敦 FIIA 世 得 州 ir., 共, 即 相 否 1111 人,日 见,是 欲。 此。结, 酮 先 派: 詎, 諸, 來 生, 其, मा ना 幾。族 弗 孫, 万,四 人, 傳、即。十 家= 使, 行。 先

志 老 邨 名, 周 介 周 治 藤 樹 学 111 先 生, 賴 111-再 從 賴 弟 11 名. 同 周 弟 助 仰 字 B. 師 m 事, 敦: 常 省 子= 仰 13 號。 常 耕。 周 介

之

後

世,

爲,

書

院,

E

子

所,

1100

書日 時 T. 111 村, 風 剧。 詣,亦 膝 光. 百 樹 星 書 倘 和 院:士 私 院△民 淑。 今△敦。吾。 質分禮 來, 讓。严進父 加力 神 入 " 瓣 位分疆。香。 II 不。遺 都作問、愛, 一條識、藤 齋△君,棚 鄉,荒 膝 益 批 拜 齋 古》 。題書佐 M 藤 標 君, 松 計 幹 也 老 跋。逾。 云, 苔, 交△氣 政△常。 平 和一 處 巴 秋, 春 仲 長、 過\* 燠, 湖 月 IE = 四 强。

0 俯 liE. ill 水 には した 3 枯 1 松 0) 11 别 1) 在 沙沙 か志村竹 所 城 0 VE 枯 游 0) 先 : 1: 生 1/2 粉書抹 0) 真 がに 殺して 見 19 孤 る 6 0 字に 9 なりの 改 むっ 篠 今從 原 氏 30 0) W. 真筆 1: ろ 亦 B 0 الا 11, ささ 水 别 物 なり 叉 孤

子 間。認。 篙 坂,湖 附 上,西 心。背 過,院= 宿之 比 志 R 嶺 邨 下,氏, 11: " 家= 有, ズカ 倒。前 風,云, 同飲 雨,想。 過,先 野 湖 西,德 句。澤 到。深。 义 鄉 不 "是 欲。 點 迷。 P4 F 埃 侯, 顧 杏 TE LI 無 來 人 惭 影,饱x 見。竟。 本 流 俗" 山 處 廛 事 12 亂 乘

闸

郭

限

儿

Tis

搜。

加

世

毅

車下

寒

it.

花,

計

书

默

di F

信

號: 元

而"博

季 拔,

弘、歌

行, 虾,

之,即,

此工版

有。樹,

就 别

静。

次

本

学小

季

弘

臣

事。

備

前。

君

生。 共, 而 治, 有, 近, 職, 15 加 贵[. 维: 111 是, ff This 通 右 雅, 寫, 衙 エニュ 門 元 車戶 福 上市。 博 1: 按, 鄉 君 分, 詩 加 品 外 年 世 吏 六 譜= 氏 爽 1 之 有。 字 某 加 先 餘 世 為, 為。 %\* 五, # 甲 者 斐, 强 侯, 五、 人 力 。有 東 即并 或 上 季 减, 野, 弘力 疑,或、人。 以表 後二八兵五季弘二 弘。奉,人, 弘\_ 為少, 若\* 一种,伊 豫, 默 者 人, 軒 显。 叉 君= 按戏 學,經 季 事, 弘 藤 之 樹 餘 術, 父 先 故。年記

, 兄, 也, 歟。

伊 共,子 思 原、學、 豫 所,少,慕,自,庸 人 见。及, 明 有,陋 清 III's 說 抓 水 视。即,讀: W. .. 季 告。和 伯 侯- 書 所, 伯 中, 繼. 成 解シ 繼,氏,胃, 就。 速。 滁,云 兀 四 书, 之+云, 且, 泛 湖= 即+ 其, 惡 於 逐= 藤 熊 如 受,樹 和华 澤 此,業,之 書。 伯 說 膝 先, 彩袋, 可贵树 加幸 寝 殁。季 念 和 也 至, 格 疾 書 元 哉 讀、 不 顯 之 禄, 之, 非 時 初。知。 乃,反" 淵 卷, 著。 宗 立 痛, 力 証, 是, 誠。 排。 書,之, 亦 多 其 蓋。何等 不 學 喜、其、也 中, 倍。 音 伯 初。 進 師 取 藤 說 故. 之 若\* 樹 别\_ 成; 其, 銳, 之 四 徒 親 去。 勿 多, 家, 炙 誠 豫。 議。之 意 然上 也 久主 章 季 季 。族 而,諸科、弟 格 格 獨,樹 之

北 (.) 游 訓 無道 加中の 文に依 te るもの なるべし。 而して年譜さ合致 4 ず。 元 禄 29 年 辛 未春 中 旬 9 序あり。 (端水



見ゆ 提 木科 供 せら 本 3 1: 3 Ain カニ n 如 13 た 北岸 何 3 711 1E 8 此 東 旅 樹學 0 0 京 75 書 故 は 齋 派 先 膝 最 年 後 \_\_ 馬 本 0) 曾 E 総 顧 カラ 承 問 傳 者 來 IF. ナこ 堂東 る三浦 0 稿 敬 本 治 1 親 翁が前記一 馨 つい 0) 編纂 て之を清寫 1 馬氏より收得 して、 した 天 3 保 もの 七 し本全集の資料 丙 な 申 3 0) 17 2 序 あ は、 90 とし 2 Im 0) 7 附 7 特 2 記 1= 0

は宜 城 大儒 並 ば T 14 个 1.1 水 承 11)] Hill 3 篇 13/ 1 かっ 水 (F) く門 150 [1]] よ 0) 10 鄉 は 粘 3 0) 5 唯 知 路 は 兴 書 T は 制 高 30 Tier 3 序發 -5. なす 10 20 簡 泪! 111 主 构记 學 得 明 膝 研 祭 せら 22 ~ 派 1 ~ 村 究 T せ かっ し 0) 記 EAL らず。 者 發憤し、 n h 影 述 道 傳 ~ さって 響を 然れ せ 統 欲 及 るも 普 る び敬慕 せば、 惟 鳥 33 8 並 後先生 0) 何 2 噉 0 頗 に近 す 此 な 津 為詩文集 雷に: 3 0) 50 ~ 外 1-多 # 書 3 藤 本 私 < 一藤門 日 有 岡 樹 等 篇 而 淑 本 力な 學 Ш を 多 するに 0 0 子 道 して此等大儒 通 玩 陽 る 百 から 統 一讀した 讀 資料 明 擘 藤 譜 至 せ 學 72 樹 0) は、三 3" n 學上 に屬す
とい る熊澤蕃 るの る 篇 る ~: かっ 輪 に分ち 1 及 は カコ の二途を 於け 何 執齊 らず。 を以て 山 n 38 る 淵 もその ·佐 さる 舉 功 圖 足れ 出 げず。 藤 績 山 でざ 0 子 源 りとせず。 齋·大 是を以て先生 大 を中 多 る 況 73 藤 んや ~" ること 心 、鹽中 樹 し 3 先 2 して 齋·春 生 本 3 は 0) 13 全集 n 0 他 此 藤 發 ば 日 學 を 0) 樹 した 潜花 に在 先 域 Po 先生 書 生 全 るか りて の學 體 學 3 よ 統

111 3 水 示 篇 教録 に在 ( -は b 美 T は 作 植 0 人に作 木 是 水 h 翁を以て 、後に載するところ 若 州 0) 人 どなせ 0 植 50 木是水 然 る に同 纷 行狀 C くニ 略 1 浦 は一家に 常 親 初親 名馨 本 0) 州 O) 筆 備 1: 前 係 國 る 赤 坂 北

貧家事務所に於て寫本「泮水除波」一部を得て之を閱讀 111 傅 郡 人に松本以休 155 問 淵源せることは固より言ふを俟たずといへども間 の説なること明 匝の産にて中比美作の國 す) り。備前岡山の人に市川小左衞門あり。されば岡山藩に於け 7) なりの 右 1 植 移り又周 木是水翁行狀略 [thi へ歸 り住 は編者が大正十五年一月間 めりっ」といへり。 山學派の影響もまた考慮の中に加 したる際餐見したるものなり、その されば本籍に若州の人となすは 111 る藤樹學の 市縣立圖書館 影響 2 他 110 きものに 13 脏 尚美作の 熊澤春 池 111 依

たり。畧符 本篇 本篇は嘗て正堂東敬治翁の經營せる雜誌陽明學附録として世に出でたり。今對校して傍記を施し には干支の誤特に多し。今一々之を打して註記を施せり。其他の誤謬に屬するものまた同じ。 (雑)を以て之を示す。

13

あ

らざ

るかっ

卷末に前記「植木是水翁行社略」及び「岡山學派に開する著書」二項を添附して参考に資す。

昭 和三年十月一日

> 小 ]]] 喜 代 藏 謹 識

# 會津藤樹學道統譜序

憂之。 :#: 你 是 是 -f-Y. 市市 灯 洪 子之 時 之 國 傅 有 身 累 所 则 孔 之 1/2 孟 欲 44. 知 良 Hq 百 IE. H 亚 德 -5-文 2 in 修 训 有 終 所 行 告 風 in. JiC. It 年 身 以 之 督 W 就 也 傳 秀 -5-周 路 意 身 教 不 人 源 參 之 老 失 皆 非 蓝 死 公 [ji] 致 日 E 文 國。百 古 此 打 雖 知 諸 出 先 為 至 不 武 外 IE 之 生以 心 堯 德 至 illi 得 其 欲 不 E 周 繆 舜 要 德 則 其 公 欲 以 誠 心 有 也 道 要 明 手 欲 世 傳 以 丽 人 爲 意 何 道 mi 宗宋 是 以 里 致 JE. 德 皆 ---時 哉 亮 有 傳 知 其 生 阴 於 有 不 天 訓 失 聖 之 之 間 固 之 心 天 下 天 日 人 此 E 周 孔 道 者 下 有 君 之 下 民 睯 子記 心 孔 先 者 之 子。而 人 子 心。則 程 臣 惟 門 誠 先 良 皆 用 子 子 危 傳 其 治 知 曲 赤 和 道 意 其 此 己 子 良 朱 以 授 時 睦 民 子 是 之 欲 之 心 國 敎 性 该 上 主 欲 為 樂 傳 惟 心 之 君 提 下 誠 茲 子 之 微 其 治 大 子。 之 亡 法 諸 曾 堯 其 生 怨 我 意 時 也 也 ----子。曾 者 之 賢 以 明 國 治 日 贵 孔 是 興 矣 者 藤 先 國 小 不 有 聖 失此 傳 子 樹 傳 雖 致 先 平 人 無 敦 先 之 以 之 其 齊其 亦 此 然 天 愛 是 其 生 綿 舜 知 下 道 人 不 心 一舜 生 傳 皆 致 家 之 嘆 則 父 於 k 之 數 欲 而 以 不 知 法 哉 母 曾 之 齊 千 不 子 是 免 在 轉 我 日 子 思。子 其 小 以二 年 絕 之 良 傳 意 格 三 之 焉 必 物 家 藤 君 心 人 者 下 我 固 其 者 必 子 箇 思 禹 樹 繼 禹 哉 之 以 我 本 先 寫 先 也 日 彼 是 之 皆 修 孟 孝。 域 以 君 生 越

397

子 妙 以 似 理 是 之 SF 與 傳 傳 107 先日 此 如 1 學 1: 11: 怪 繼 所 井 == 孔 。首次 m 道 1--7-統 口雜 1/2 強性 傳 谷 jį 波 授 古 非 何 之 以 先 ·Y 兆 Ŀ 心 4: 綿 子 Ш 法 如 之 nli 以 1 3 12 哉 是 : N: F III 天 共 傅 几 1. 2 之 保 統 HI 117 1 1 七 不 1 1 年 絕 此 野 -5-闪 III. 菱 以 段 1 1 呼 部 是 知 之 + 悲 班 伊 之 哉 内 |地 -- ----月 近 视 似; 膝 朔 111 蕊 見 共 ili 膝 夫 H 會 學 在 -3-雖 陽 微 以 施 Ilij 諸 7-是 M 無 -5-以 傳 是 之 3 後 機 不 FIL 其 停 [出] = 2 傅 行 山 者。紫 記り 63 --illi 得 影 岡 親 學 良 山 有 -5-後 知 -華 記 2 之 景 以 君 微 是 -5-

### 一馬附記

V 其 ifii 信 功 葭 左 故 逃 間 祖 記 --- 4 台 \_\_ 維 振 僅 恕 道 耐 之 新 = ---統 = 12 + 縣 + 本 君 illi 1 數 別 4: 其 親 膝 所 15 II. 斯 樹 被 間 天 ihi 心 門 先 74 【別 數 生 11: 不 义  $\mathcal{H}$ + ш 能 順 遺 今 + 先 人 11/1 挫 THE. 益 年 生 -馬 以 先 新 雖 會 所 H 沒 人 ---非 me 注 補 III 慨 脏 ME 北 北 想 2 以 nL 凤 總 鄉 所 常 大 也 徒 膝 = 叉 滤 糾 粉袋 知 子 學 以 業 恢 合 者 1 3 H 見 Tr. 復 F 之 答 也 比 其 HILL I 收 志 當 錚 之 概 係 鍅 ifii 此 R 略 光 造 福 = II.la 者 一族 亦 人 学 業 子 IIII 編 湖 人 又 時 FAL 要 之 -3-其 加加 道 振 風 之 ii. 統 恕 颇 胜 數 2 114 歪 ---+ 有 北 逐 情 顺 等 君 鄉 人 固 颇 其 1 | 1 也 没 色。於 大 非 見 後 盛 Fi. IF. ul 当 王 -此 वि ii Y Hi. 心 先 知 肝疗 嵐 年 之 -序 1 恕 遠 -迹。 以 親 = 子 藤 月。 IIII 自 學 君 後 東 祖 不 君 出 至 條

19

藤樹先生

11: 天 H 大 1/1: T 福 膝 何 11 1 SE. 州 原 不 假 13/12 告 致 高 仕 他品 之 稱 6 的加加 以 近 語 郡 年 氏 江 T. 大 中 Im Tip. 州 清 小 温 不 人 江 111 문 稱 幸 慶 以 安 小 與 短 命 元 孝 川 右 及 哉 戊 事 衞 門 門 子 長 母 交 舍 仕 人 年 諱 數 年△庭 豫 四雜有 州 古も 百 次 + 藤 人。 大 有 樹 洲 母 故 小日 城 \_\_ 秋 門 丰 川 八 人 加 氏 月 慶 稱 藤 藤 長 左 十 樹 沂 + 五 先 太 = 生 日 夫 戊 动 卒 貞 申 年 葬 泰 ता 小 穎 寬  $\equiv$ 悟 永 月 川 鳴 長 七 + 呼 為 日

○ 小川氏は北川氏の誤。(紫水)

一岡山先生 一

Ш 学 旅 州 Æ 永 廣 樹 仙 淵 nil. TIE 亭 潮儿 先 之 惟" 生 学 道 m 於 心 隱 元が 業 稱 A 士 數 -於 74 批 門 餘 至 郎 百 人 寫 江 右 國 衞 售 夫 戶 社 門 子 當 高 慕 有 世 大 弟 臣 故 賢 改 如 為 孔 尾 [出] 藤 子 源 伊 學 織 右 有 之 顏 江 衞 宗。貞 門 回 州 夫 住 有 享 子 洛 伊 ---沒 織 外 丙 至 食 間 邑 寅 京 Ш 年 師 先 故 造 門 + 生 營 \_\_\_ 以 人 學 主 稱 月 館 命 間 建 屢 日 Ш 卒 先 赴 先 之 葬 師 生

見

洞

奥

東

大河原養貨 養伯

创 府 之 人 地 印岩 **沙** 術 與L 完能 井 真 庵 亦 詉 訪 神 祉 求 實 學 良 師 得 神 宣 共 至 京 師 一個 岡 山

**會津藤樹學道統譜** 

先

生。學 il 知 2 微 妙; 同 品 III 4 矢 部 剎 ---作り家 四 即 自 是 膝 PL 周 流 會 津 與 316 井 -3-災 為

會津藤學之風。子孫仕會侯。世醫官。

● 養伯、「北川子宗教録」杏庵に作る。(紫水

人 11 亦 階 路 彻 與 大 ink 原 子。二 人 mi 人 質 為 異 體 同 功 之

○ 真庵、「北川子示教録、親庵に作る。(紫水)

矢部總四郎

岩崎 長 -J-愈 IIII 性 Fi. [K] 死 大用 外 郎 北京 山 寺山 = 鄉三 德 先 一卷予親調 子 小 化 1: 以 先 强态 不 出 朽 4: 井 一其基 管 山 [-] HI [u 2 為 先 Mi 知 Ha 會 生 人 北 南 也 使 熊 德 四 114 學 惟 方 之 子 方性 不 宗。延 J. 原 聰 谷 君 阴 資 THE PART 理 的 五 图 常 浴 丁 山 品 人 先 巳 PY 聞 年 生 後 316 + 得 告 井 斯 Hi. 大 月 道 -ynJ 之 嵐 原 微 卷 + 兩 九 炒 沙 子 日 矢 遠 卒 部 H 膝 IE ille 不 赴 学 幸 京 "安 補 東 師 知 日 學 क्ष 條 彩

五十嵐養安-

卒. 所 會 年 記 津 六 其 北 + 名 鄉三 t HI: 1/30 非 于 田だ 岩流都 付言 おき 町 京 之 大 用 浴 人 寺 信 也 兴 山 处 康 45 114 遠 直流 藤 東 條 稱 同 FEL 稱 兵 衞 會 注: 其 ---上 子 洛 1 即 永 F Hi. 圖 戊 山 子 先 件 红 = 如 月 矢 朔 部。

條

日

遠

藤

謙ん

安かん

This -5-何 当 常学律 12 JI 北 II. 脱 鄉 11 岩 绝门 辟 VII 松行 載 村 地 于 H 之 會 続 人 証 沙 也 多 考 "说 子 其 村 學 傳 13 及 後 出 移 日 Ш 住 新 館 先 漆 童 生。 村 如 子 為 訓。正 矢 小 部 沼 德 組 條 鄉三 所 頭。 記 于9 一神 申 惠 年 父 支げん + 道が 母 稱 至 庄 月 考. 會 七 + 津 郎 使 七 中 將 日

卒。非岩崎大川寺山。

東條長五郎

内 Tu Tor 11: 11: . 5-1/3 红 北 將 鄉 月 35 1-70 賞 1137: + 2 七 額が H 村 日 之 載 邓 著 于 人 也 + 會 津 寫 八 個 村 孝 條 子 長 幸 問 傳 記 兄 方等 秀しか 今 H 其 邊 尚 一。學 存 夢む于 寫 出 新:山 井、先 田产生 如 村 長 矢 深 部 條 於 禪 所 學。 記 以 元 祿 孝 九 聞

親 牧 照 天 卷 源 都 。着著六 -5-藤雜同 信 門 只 旅 像 右 耳 賛 衞 书 門 藩 村 士 越 有 七 落 右 合 衞 權 門、 太 外 夫 數 伴 輩 清 其 左 係 衞 門、 藩 士 者 柳 除 氏 之。落 名 不 合 明 德 大 行 原 詳 六 太 夫

遠藤松齋

ille 浦 MIL 治 。計計先 論雜生 不 -3-息 114 松 常 齍 =31 稱 喜 日 孫 聞 = 諸 郎 子 亦 研 篤 鑽 信 進 藤 德 學 能 死 不 誘 導 恨 享 諸 保 生 其 + 病 九 甲 篤 寅 時 星 年 卒 某 葬 來 岩 告 邑 崎

森代松軒

寺

山

五

大

用

諸

生

京 Ti. Capi + |||| 161 道 歪 - J-施 [4] 先 [III] 1= 延 \_\_ 17 5-- 0 134 元がん 内 道 切小 秤 年 -L 4 11 灰 八 循 H 行 水 汝 河 11: 你 -E 16 TE 外 (F 能 倉 此 大 村 川 亦 TF 育 j-111 隊 TEL 儿 至

東 條 清 助

家 方 -f-All: 香 後 野 先 也 4: 有 SE. HBij 松 落 + -5-松 ---114 本 方是 車下 方 父 光 美 引 為 能 命 谷 神经 TE 倉 京 組 共 學 鄉 師 脉 親 顶 II. 夫 才 [出 德 功 大 111 沙竹 也 先 享 4: 陆 先 保 某 三戊北 兀 亦 爱 红 行 其 jį 才 淑 與。衆 月 德 及 + 長 七 告 博 稱 H 淬. 戒 東 SE. 11: 氏

Fi.

A

+ 74

小 池 七 左 衙了 m

會 寬 北 延 -南方: 吉吉 庚 午 村 之 红 1E Hi. 月 也 六 13.45 雷光 H 卒 知( 红 113 八 膝 學 + 汉 Ħ. 教 于 ---子。講 席 心 刚 能 導 後 進。心 志 剛 健 75 比

H 中 泰九 応あん

會 府 之 1 也 几老 P.V. 狮 來 .t. 高 額 村 入 熊 學。常 日 Ŀ 欧 政 國 其 次 殿 人 非 Hi. 儒 10] 13 國 疾。

平 塚 多 助

享

保

E

-5-

红

九

月

+

H

卒

年

八

+

藩 士 坂 K 之 家 学 也 始 人 AIGH 學。後 -5-之 德 品 於 信 H 與 63 影 - 1-同 時

矢 部 文が 展が

小

流

井

川

2

人

也

13/12

惟

定に

稱

JE:

次

郎

家

業

河

造

總

四

郎

先

生

之

甥

也

師

見

值

從

業

HE 竹山 久 大 13. 船 桁 寶 胚 14 押 戌 年 七 月 + 五 日 卒

13 影 文 Ti

常 老 西 鄉 近% 張為 2 家 字 也 稱 安 右 衞 門 博 學 多 識 親表 見 公初 能 體認 良 知 之 眞。亦 =

-5-後 之 人 Ph 人 頗 多 有 見 公初 芳 翰 錄 著。

束 篤 134 條 7-次 清 滌 賢儿藏 13;

ESI. 能 延 享 倉 組 Z 及 北 小站 年 沼ま 閏 組 + 鄉 頭。方 月 秀 + 孫  $\equiv$ 方 義 日 子。性 卒。 嚴 正。組 中 人 皆 畏 憚。奉 父 祖

教。

(# ·)

東 條 東 休言

清 八 滅 + 異 Fi. 11: 弟 1 成 徴い 稱 清 右 衞 門 亦 篤于 藤 學。家 貧 而 不改 樂。天 明 = 癸 卯 年 卒。年

洲 jį 減

华 東 45 條 女 次 以 肾 秘绘 K 子。諱 家 計 公 惟" 卿 傳でん 瀴 篤 延 學 貞 有 藏 德 以 行 圖 寫 講 山 學 先 之 生 子 面 云 半 一、天 平 明 無 1 嗣 丙 而 午 沒 年 岡 七 門 --諸 有 人 餘 迎 गा 貞 藏。配 卒。子

良 减 THE STATE OF 惟 偷次 孫 深 减 神 惟 佳は

发。 坂はん 内然 親か : 淡江 Gli 北 111 恕 - 0 嘗 赴 京 師 與 惟 倫 父 子 外 數 董 會會 談 講 學 而 歸 此 時 會 者 親 安

會津藤樹學道統譜

橋

4

賀

野

原

\_\_\_\_\_

右

衞

門

渡

部

嘉

兵

衞

野

村

叉

几

郎

平

田

此

右

衞

門。小

野

右

衞

門

尉。

喜

村上勾當等也。

東條新左衞門

次 賢 男; 1 力ら 売り 惟 傳 淵 IE 之 弟 也 為 能 倉 組 鄉 VII 本 膝 南 有 1 行 当庆 泳 七 戊 戍 年

八

月十七日卒。年六十一。

井上作左衞門

小 H 付 HT te Dist. 友言 信部 號 國 用 北 ľį 之 兄 也 兄 弟 談 道 中山 學 如 刚 道 之 於 fft 111 不 辭 堰

從 老 出 質 永 于9 4 年 七 月 -1-五. 日 卒 车 五 + 74 非 岩岩 临 大 用 寺

Ш

井上安貞一

0

干:明

恐らくは

37:

Ah

0

製

(紫水

4: 来 发 II. 條 信 2 月 次 弟 -1-恤 -L 坂 幸 内 H 國台 27. XI 正統 1 恋 稱 七 祭 心 + 一样 厅 74 究 衞 IF. AF. 門 堂 鑽 受 和 膝 惟 75 學 雅 H 不 於 北 方 足 島 東 亦 影 田厂  $\equiv$ 文 萬 -7-福 石 寺 後 矢 塆 2 部 内 文 态 人 庵 Hi. 甞 也 友 親 中 多 認 門 野 其 義》 人 禁 党 知 都言 政 矢 部 庚 湖 戌 岸

矢部湖岸

用

寺

ılı

0

壬申は壬戌の誤。

(紫水)

B 井 矢 缺 1: 部 以 國 文 勵 ĪÜ. HE 計 坂 狮 内 -5-4: 德 郑 售 行 志次 Hi. 之 等 + 君 清 嵐 子 學 茶 也 庬 4HE 享 虚 季 和1 -3-日 有 苍 王 官 元 之 申 命 41: 教 ---授 九 男 月 朴 111 + -5-神 直はなけん 六 弟 以 日 1/3 稱 红 悌 型 八 右 忠 + 信 衞 正 H 族 孙 FAL 友 于 印 11 岩 野 座 临行 不 義 大 都

北 鄉 強に 川常 田丁 2 人 也。信 膝 學。有寫 行 之 名。人 皆 信 其 言不 疑。正堂補云。 葬"于岩崎大用寺山

给 水 佐 下。助

栗

村

伊

右

衙

門

北 鄉 作は 村 -le 也 信 藤 學。以 義 勇 有 名 七 + 餘 IIII 卒。

Ŧi. + 嵐 忠 右 循了 PH

北 鄉 上 高 額 村 E 質 高さ 古か 村 小 池 氏 子。諱 常 成 村 民 慕 德 安 永 九 庚 子 年 七 月 日 卒。

東 年 + 九

條

新

+

郎

方是 知5 方 堯 之 子 総 父 加 信信 藤 學。

北 111 親 恋 又坂 八内氏。 恕三の

北 月 學 F 北 以 鄉, 役 野 鄉 號 + N. 添ん 东 冰 行 义 村 Ŧi. 生 遂 4 陛 無 季 之 于 H 一次 人 芩 不 神 信 年 恨 道 親 彻订 抽 八 懿 稱 暗 悉 聰 + 夜 傳 進 助 明 之 一。葬 失 學 + mi 燈 親 者 博 郎 懿。實 漆 者 甚 識 爲 村 阳 多 多 小 本はん 人 當 藤 讀 沼 甚 宮さ 學 時 和 組 山 多 斯 於 漢 鄉 一盏 著 是 書。 道 頭 功 書 之 大 孔 賦 詩 興 龍 雜 子 泰 神 錄 斗 與 詠 家 中 悪 若 其 和 語 干 名 野 歌 有 = 卷。藏 溢 義 殊 于 都 信 恕 於 國 井 一藤 之 家 學。識 上 道 中 悲悲 文 安 之 貞 得 政 哉 語 有 元 親 良 取 戊 懿 水 知 以 寅 沒 魚 之 為 之 微 號 年. m

交。

旨。

逐

藤

東 條 强 右 衞 門

54 慎ん E 高 額 村 長 也 15 時 稱 權 右 衞 門。諸 生 呼 謂 權 州 云 博 識 多 藝 師 井 上 安 貞

中

野 行 於 義 書 初 E 3 本 不 都 李 授 早 北 111-本 X 朝 都 中前 道 為 慟 傳 哭 曾 云 沙 中 说 永 將 Ŧi. 容加 戊<sup>○</sup>頌。 公。 11 红 命 撰 月 H 新 + 館 ナレ THE 子. H 卒 الآ 红 出字 城 14 -六 镇 之 德

栗 村 以 敬!

0

戊

印工

丙

111

0)

(紫

水

校 傳 助 111 田丁 教 2 文 化 人 + 也 14 \_\_\_ 甲 珍点 英為 戌 年。三 稱 谷 月 右 衞 + 門 信 六 日 膝 卒 學 行 年 七 德 + 行 之 名 能 教 4 諸 生: 官 विषे 北 経り 幼」 TAL

東 條 廣 右 衞 HE

東 休 2 狛 -5-也 家 貧 然 不 爲 動 心 信 塱 盆 篤 4 父 母 至 孝 不 好 父 祖 者 也。

矢 湖 部 岸 德 次 子 右 德 直。門 麗心

計

亦

能

勤

學

超

樂

#

野

義

湉

會 + 也 神 E 道 安 津 身 乾 省 舆 fi 藩 矢 士 城 mi 秘 東 容 部 稱 貌 事 湖 理 大 31: 容 岸 相 八 傳 郎 山 與 坂 交 者 內 後 如 書 樂 博 親 改 讀 恋 进 天 作 多 交 左 命 和 者 漢 始 衞 亦 書 門 聞 省 旅 號 THE 世 115 與 情だ 之 涿 我が 10k 偉 和 悟 11 人 歌 共 故 也 能 瓦 住 北 第 射 日 政 達 鄉 美 + 兵 上 都 學 戊 從 午 坳 吉 額 17. 劍 村 JII 小 質 從 月 多 '安 + 六 南 從 徐 日 彩 PH 红 卒。年 数 深 之 -f-與 井 人 得

0

其

新明华兵衞

北 绝影 果 地 之 人 也 114 がない 廣か 信 一藤 學。切 瑳 琢 磨。功 日 新 不 幸 短 命 而 死 坂 內 親 懿 愛 惜 不

排

長島平七

小 院 井 田了 2 人 也 幸 富 修 信 藤 學 研 鑽 不 息。

北鄉金貨幣門

北鄉金川村長也事坂內親懿。勤學不

倦

-五十嵐仁右衞門

北 鄉 1: 高 額 村 長 也 有 篤 學 之 名 殊 信 藤 學。

-矢部甚次郎

總 页 翰 174 於 DIS 親 先 學 11: 託 之 後 以 學 也 語 事 親 惟" 督さ 馨 泣 安 受之。 貧 樂道。 歎 藤 學 日 微 或 逐 絕 其 統 其 病 篤 也。 傳 三藤 夫

子

- 坂內伊兵衛

親 造次 Hij -J-親 密 父 也 龍 親ん 陽う 與 朋 友 交 有 信 能 紹 交 業。 寤 寐 守 良 知 敎 其 瀕 死 尚

與

親

407

學 謀 以 旅 南 再 興 之 事。如 不 知 死 期 已 迫 鄉 里 皆 服 其 德 行 天 保 七 丙 申 年 卒。年 七 +

**會津藤樹學道統譜** 

井 上 忠 左 衞 PH

安 貞 嗣 子 繼 父 業 篤 信 膝 學。正 堂補 IS 别 萬 福 寺一

矢 穴 澤 部 小 準記さつ 流 覺 井 Tr. 田丁 德官 之 [11] 人。近

TE!

2

間可

-5-

也

信

藤

學

為篇

信

師 111 町 之 人 後 移 小 荒 井 町 唱 盛 狮 信 藤 學。

親なかかか 常親。

 $\equiv$ 

浦

友言

八片

後

北 F 沙 鄉 雖 都 不 馬附記 製 書 能 守 1 入り 不 田店 史。善 知 意 有 百 H 洪 千 付き 社会 Hak 復 會 書 寫 人。 沙 村 明 果 舊 之 著 定 之 之 治 國 恕 Th 水 志 = 寫 人 -武 香。 雜 七 備 外 君 旅 也 彩 鎃 年 是 清 沒 PL 部 以 得 不 務 永 後 親 11 窺 137 盛介 不 "庆 雖 自 學 清 知 -1-政 有 彼 後 10 近 以 Tu? 計 1-暇 北 改 11: -Li 声 除 A -5-常 鄕 没。 打 旅 具 織 政 ---親 未 1/1 Fil illi 家 業 -5-質 子 念 者。質 2 不 斯 幾 坂 Fil 能 印 於 -- 4 竹竹 内 何学 HE 絕 11: 外 不 加 恕 免 - 14 事。天 [[1] 先 四 = 恕 沙 方 為 E 之 人 \_\_\_\_ 受 الالما 恨 先 T 告 君 孫 1 兵 騷 往 Tu 朔 其 親 知 之 Ilij 伙 城 自然 致 陽 酉 賜 外 逐 动 Y: 之 道 2 -11 学 陷 潘 先 함 ---先 草 先 主 人 伙 子 illi 人 木 人 松 親 illi 也 -5-有 HE 又 75 學 與 公。 II. 德 减 罹 君 學 版 15 於 痼 1E 深 徒 博 字 家。 疾 京 慨 不

服

1

可想

w- 0

E

11:

ifii

益

於

他

家

TE.

岩

松

不

能

原家

1.

火火

教

碌

12

以

老

今修寫

本

141

此不覺威淚滂沱如雨也。大正五年二月。

北鄉 群長田 "

北鄉稻田村之人也。業路

**次澤元章** 

準說子也。後襲父名號進說。

以此 不 一馬附記。藤 敢行 時元章 一也。事 料 詳於 浉 傳 統 者。以 手東卷 返之 三族 末 眞 樹 所記。 馆 先 謙 生 長 手 謙 柬 長 装 受 卷 ini 所 在 卽 庤 爲證。茲 再 傳之先人。蓋 雖,傳至於澤元 先人 章而 在 石焉。他人 止筆。

無可傳統。一馬附配

### 外向 津 藤 樹 學 道 統

= 浦 親 深 水 定

福

能

### 馬附記

不忽 厅 然 遠 愈 出 倒 遊 未 往 游 外 詳 削 74 カラ 膝 也 除 大 所 啊 學 見 113 道 IE. 統 Hi. 售 聞 年 以 不 曲 二月。 行器 多 亦 故 先 人 腎 其 所 删 所 收 福 補 义 録 以 日 一 付 本 會 不 計 免 4 1865 1.14 中 有 棘 古 收 曾 脱 未 以 津 今 為完定 公之 人 四 人。蓋 世 本 或 也 以 非 會 則 先 津 北 人 僻 之 鄉 在 志 諸 束 -5-外 北 一里,其 亦 先 手 人 Ш 亦 泽 處 75-不 故 书

#### 0 藤 樹 先 生

再 蹟 詳 於 會 津. 膝 樹 學 道 統 傳。

#### 岡 山 先 生

事 蹟 詳 於 會 津 旅 樹 學 道 統 傳

#### 齊 藤 支が 佐さ

來 京 執 都 曾 之 人 於 先 也 生 例 為浮 者 必 先 居 依三 氏 後 人云。元 ÉTP أثارا 山 鍅 光 + 件  $\equiv$ 品 庚 于 辰 儒 年 常 + 郥 月 藤 ----尾 + 1 九 松 \_ H 本 IC 侍 先 4: ri Eu 邦

0 元餘は元禄 に作るべし。下同じ。 (紫水)

膝

尾

八

左.

衙了

HI

410

### 富松祐庵

之氏治興 京 之 多JE 人 多賴,其力、正之老臣、正 也 常 贈 侍 答 先 之 生 歌 為 名 先 生 日 鸚 学 鵡 書 迈。 翰 往 兀 禄 復 之 + 六 事 好好 癸 未 詠 年 和 九 歌 月 有 七 與 會 日 卒。 津 長 臣 友 松 氏

興

氏 **人**興贈歌 歌 0 道 誰 1: かっ 問 は h 古 0) 道 78 學 ~. る 人 な 5 す。

帖庵辺「誰にかは問はん。」

### 一石河文助

生 于 農 家 至 京 都 受 教 於 图 山 先 生 學 德 H 進 後 應 勢 州 安 濃 津 侯 聘 任 儒 官。 賜 禄

百 石 同 藩 久 世 氏 玉 木 氏 外 門 人 頗 多 子 文 左 衞 門。 孫 權 太 輔 曾 孫 右 門 世 業 儒 藤 學

# 一田中全立

不

絕

[X] 颇 多 山 先 見 生 值 高 養 弟 其 日 尤 向 國 也 非 延 凌 岡 肿肿 城 送 主 草 牧 寺 理 。門內侯 壽雜招 聘。 德 院 命 儒 官 執 |客 禮 為 江 府 藤 學 之 龍? 甲甲

### 姓度 食

H 姓 題 FI 全 直 力 氏 深 養 芳 得 見 翰 部 膝 7 學 忠 保 之 直 + 旨 稱 八 勘 藤 癸 學 兵 北 至 衞 直 後 年 七 蒼 新 月 益 右 衞 + 阴 門。 八 FF 人 日 初 卒 會 伊 年 勢 津 七 島 山 + 影 田 之 七 文 葬 祠 石 江 集 官 府 直 後 谷 蹇 住 F|3 與 江 感 諸 府 應 生 要 寺 應 教 內 答 于

# 會準外藤樹學道統譜

養 院心

TII 111 時多小 保等方法 循 [11]

部 備 前 [4] 山 新 H 池 H -円-波 守 111 Pali 近

斧

川 村 武 石 福 1111

势 州 菜 名 之 1 Cap lil 在。

赤

城

誠

意。

難 波 先 11:

稱 135 兵 徐介 任 若 松 北 小 路 川 為 其 名 Œ 職 Bib 直 色 以 冷 聞行 狀 詳 子 F 往

1/3-

-5-

傳。

波 K BI 水 公子 于 II 村 [尚] 1 [出] 門 Ш 勝かっ 政意 木 第 稱 村 2 il. 弟 ---5-郎 大 也 阪 世 之 二 隐 人 知 也 , 就, 大 之 PL 藤 [武] 夫 山 -J-先 けっ Mil. [Li] 山山 iil 子 良 派 知 2 美庄 波 浜 公公 旨 が終 int 义 生: 日 稱

大 阪 宁 MI 專 念 许。

- 6

-J-

III

備

門

人

#:

彩

H.

保

元

丙

申

年

月二

---

Hi.

H

学

4.

-t

九

夫

子

1-1

滩

松 本. 以 休言

植

木

是世

水が

H 作 水 州 京 之 人 都 11 连 作 守 ļ¦i 纹 什 赴 京 初 受教 於 難 波 翁。亭 们 H 進 4 保 ---戊 戌 年。八

月三

岩, F 山 州 1 您 12 人 告 1 是 批 心 波 1 120 計 [11] 解 弟 H 1: 义 於 Ei 怡 行 家 老 不 水 DIE E. 也 文 不 學 作 三文 者 字。 末 也 IIII 雖 寫 不 人 學 聰 賤 明 民 深 不 信 妨妨 這是 知 入 君 مرا-學 子 之 常

城

() 恐らくは作州の誤。解題に詳かなり、 (紫水)

野の 伴り 过. hi 福音 [11]

京 初 ---條 城 原 1: 也 難 波 公外 沒 後 講 斯 道 於 京 都 者。 忠 右 衞 門 居 其 ·得太 虛 梦 廓 性

23: ---TI 2 一 其 没 也 值 養 甚 惜

大 此 如言 水

何 11 北 鄉 F12 之のなり 村 -le 也 灭 三教 於 木 村 松 本 子。與 嶋 影 文 石 赤 城 誠 意 同 時

井 口 七 右 衞 PH

iL 任 2 人 11 常 懷 大 志 百 欲 傳 藤 學 於 異 域 而 天 不 假 年。短 命 而 死 藤 學 之 不 幸 也。

根 井 11: 灰 福

肥 後 図 果 油 1. 也 親一我 圖 山 先 生 一篇 信 三膝 學。人 告 以己 過。則 書 告 人 姓 名 與 其 日 月以

Ú 戏 1(1) 115 批之

尔 から

TOT 居 1/2 人 也 等5 次 稱 與 兵 衞 XIL 夫 活 山 先 生 以 孝 聞 享 保 年 中 撰 會會 津 孝 子

傳。

依從 部 源 Ji. 衛

THY 11: 北 鄉 笈》門 1111 組 怨 頭 也 稱 八 九 郎 。親一天 尚 山 先 生。事 交 砂 一孝。性 忠 勇 師 藩 士 樋 口

**會準外藤**樹學道統語

義

光 修 兵 FAL 劍 法。义 作 家 11 飛子 採

具并 illi Ti 右 **詩**交 大 刚 尚 道 ME 統 Ш iE. 74 除 小小 子 illi FIF 子 也 係 SF. im + 非 齋 疑 會 獨 其 膝 津 子。見 月 會 傳 = 沖 心 浦 111 Mi 15 规 已 此 會 馨 de il 我 往 初 將往 子 一 所 編 乃 久 携之 炙 躍 故 松 故 其 以 E 荷 於 究語 是 淮 何 也 倒 津 子 風 1 特 學 子。 心心 詳 行 沤 先 Ti 之 4: 訓 外 对方 欲 义 知 此 14 IfIJ 無一 IIL. 其 illi 之。子 11: 未 知 能 梁 也 知 答 告 六 1 知 京灰 放火水 益 然 処 111

E 学 識

1. 打 3, 0) 0) 1 さきも なれ PAR 九千 迚 植 nil: 社 柳 不 木是 は 参せ 10 113 み先學 0) 退 0) 水 意念化 しに なれ 治す 身に 翁人
となり 悦 ごも して るより 就 ば 知 TIF. L 格 る卽ち良知 から 3 致 外 篤 > 0 0 H すどなり。 70 なし。師 あまり 功 你とき教 純 第 粹 な 言語 年 友の切 \_\_\_\_ 市中 50 其頃良知はうきあ 十あ 1-をうけ 0) 惠 お 磋第 或 よば まりに 8 以時家內 意 5 さた n 知 とい もの 0) して、藤樹先生の學徒に從 兩路 2 彼是わづら ひながら約まる所は とく、 との から To り小法 試 知 る事 あ 50 ひし 師 冥 工夫の に程なく のごとくざちらへたをしても 加 至 極 手 精切なる ひ良 な かっ りつ 皆々快復し折しも月朔なれば せぎにあ 知 0 皆此 學 かっ 智 n りと思 ば 聞 0 類なり。 知 奮 然 3 八 1-とし をきあ 從 日 又良. て 用 3 智 動 知 から 請 主 家內 は る 語 意 5 さ 8 默 2

千早振神の恵をそのまゝに

なを道ひろくなりにける哉

茶 を思 3 秘 から 0 さ のシント し ついけ X: ぎ様たらずし 砚 11 1-1-ても むか ひたれ 浮 て底 躁 1-L 1-ば水なし。水入に水を入るゝに茶碗 茶のし 7 外 ~ さそは みた る あ n D 3 あ n 50 ば本うすくなる事をお 是を 見て驚き、 へ水を入其 カコ それて いるとふとき事をか 中へ しつめとり 8 7 げ て見 る水にてか n ば

や角で思ふ心は春雨の

兎

るとおもはゝ花やかこはん

2

2 15 8 U 0 いけて、 操 則 存 舍 則亡との 敎 南 b かっ たく 覺えしさなり。 かっ く指手引手に心を用 ひ力を 盡 され 17 3

向沖外藤樹學道統譜

九

折 多 我 は起 から ば 11 何事 か 3) 平 は ごか 生 5 なしさなりつ 憤忘 た ふみむこなは (34) 11 是亦命で b 页 83) 川 なごも さ思 すっと [ii] 1) に変え 運行 U 5 いらべし。又一念の 又人生全く天に委てあ てか お 0 6. H もひて日 10 は ざる事つねに口に 他 h 3: かっ 500 息の RU ば文筆 し、 川 5 間 叉我 他 隊 念な たいしつ 0) 礼 才 率に長蒜 ぬ事にて 懈怠 あらば 出さず是等常談 人 13 なって ものり 生の不足なれば可、成事也とおもひ、それより一歩も退くで覺えし 水 1-L して形は老夏すれごも心は ろ えし なれば富貴貧賤 (ili) しをきたき一ふしもあれ 随てゆ 5 師の なり。又貧窮思難 < 外なし。 3 0) に心をごめず唯人 な 唯 n 形 ば 少の解 恒 少き 恐懼 ご水より いよく道 心 や動 意 して天 な日 ż, 不才なればい かっ 勿 0 3 情况 命を存 用當下の いる事 難有事を覺て なき事 行 天職 管 1 た カコ 瓢 1) 3 んごも 1114 13 じ) 獨處 心其 務る 了大 L 0 かっ 0) \$2

れしやとおもふ心になにもなし

香もなし欲のうかむ間もなり

州 知 是 赤 筆 我 坂 當 下の 郡 光 括 Illi 心なりと がたしつ 磐郡周迪村縣 山縣亦 なりつ されごも或 (1) 産にて中比美作の國 かっ 11 人の T 作 价 6 1. 和 かみ 60 から ろ へ移り後に又周 たくその は 歌 あ 50 あらまして記 背自 [III] 得の へ結 意を述べりつ り住 87 省 年 德谷 比 親 閉 U) せし 盛なる敬畏 11 たりつ 0) ないろう 密な は本 3

もて終りぬ。 太守 其行 質を賞して銀岩干を給ふ事あり。 〈泮水餘波附錄 時の同志信從するものはなはだ多し。享保八十八にて天年を

### 岡 111 所到 派 12 關 す 著

岡山先生

書簡集

上中下

册

原本近江國 1113 局郡安曇村大字五 番 領中村喜六氏の 家に蔵 したりしも今散逸せり。 明 治三十 24 年 +

清 町等井 劼 氏 謄寫して之を藤樹書院に納む。 此 0 書の 發見に依り端なくも岡山先生 學派 r 世 一に紹 月大 介す

3 0) 機會を得たるなり。

|       | 原本 同上 原本 同上                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 原本 同土 上下        | 原本 同上 原本 同上               | 原本 福島縣耶麻郡岩月村三浦氏に在り。 北川 親 懲 編 |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                           | 七                            |
|       | #                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | · III           | ##                        |                              |
| 三前常見記 | 一、遠藤常尹覺書 上下合本                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 一、遠藤謙安先生覺書 上下合本 | 一、五十嵐養庵先生語類文集 上下矢 島 直 言 編 | 一、東條子十八箇條問記三 浦 常 親 編         |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                           |                              |
|       | President Association (Control of Control of | and a           | Brown S                   | Breek.                       |

柏

原

本 同上 水是水松不以休兩先生

一示教錄

冊

原本

同 上 北川子示教錄

三浦

會津外藤樹學道統譜

冊

册

冊

冊

冊

111 .5-文書集

原本

[n] .f:

m-

11: India. 抄

東

北川 X 翁 思案錄抄

原本

[ii]

J.

原 本 间 上

先賢要語

集

ili

常

1.

制品

原本 編島縣耶麻郡喜多方村井上末 珠上國直言行略傳並碑合本東 正 堂編 本

H

村三浦氏に在り。 末孫の家及び同 郡岩月

藤 Hill 像 登

原本

三浦氏に在り。

島 文 Ti 翻

諸 文 通

M

原本

回上

口 書

原本 りした十 福島縣岩瀬郡仁井田村館 胤打太郎氏に在り。然ご与今其所在な知るべか ケ岡寓居常て陽明 學員 册 1:

> 石 河定 源門下某 thi.

珍

H 1: 油氏に在りる

青柳 H 右岡山學派 門-1-村 天字 111 上小川藤樹書院に現存せり。 地 安吉凡十九 IF. 堂東敬 本の 治氏臟存 副本共に東京 間及び滋賀縣 Ili 11: 込品河 1 島間

414

[]

解題 8 傅 米 0) あ 144 11 賀縣 13 h も 高 水 0) 書 據 13 島 りつ は n 間 りつ 大溝 膝 編 樹 町大字 大 先 今新に常省先生文 生の 大 JE. 勝 三男常省先 Fi. 年 野 八 中 月 阳 倒 直 集さ改 扇 厚 生 氏 原 の文集にして、 0) 田 め 所 知 題す。 近 藏 に係 氏 0 紹 るつ 介 底本は寫 此 1-の書 よりて、 本一冊江 もと大溝藩 之を借覽 西小川 士 前 L 謄寫 田 講堂 勇吉氏 1 會約 置 きた る 題

b 書 T 岩 は 編 3. 者 n ば、 詳 かっ 此 ならざれ 0 書 或 ごも、 は 同 藩 書中 士等 揭 0 手 ぐるところ 1 成 りし の前 8 0 田 1 長 は 好 あ ·原出 5 3 h 知 辰 かっ 等 其 他大溝の藩臣 多きに

70 粉錢 藤 角华 をな 水 夫 1 -5-3 行 常省子 狀 聞 狗 尾 傳 (i) 1-3 學を 稱 よ せら n 窺 ば、 n ふべきもの、 常省先生嘗 たりとい 30 唯本 て乃父 然れ 書 3 藤 0) 樹 存する 其 先 生 0) あ 書 學 る 燒 庸 0 失して今傳 解 みの 0 末 尾完結 は らず、 せざり 3 L n を思 ば先生の家 て、 之が

なりの 19 よ 續 iiL 41 編 最 よ 新谷 編 後 者嘗 収 U) 用一 FIL 材 luk T 德川 得 內字十郎 tc 3 3 彦六一通 8 に從 のに つて收 氏 0) L て、 藏 は 明 錄 幅 2 治 中 L より 72 0 14 十一 他 3 得 は 8 す た 年 0) る 1 十二月愛媛 べて諸 して、 B 0) 家に藏 な 50 都て十三章 縣 する常省 大洲 町 藤 あ 樹 先 50 生 會 長 內 0 下井 道 蹟 章 小 中 は 故 太 7 郎 h 志 氏 得 村 0) た 竹 3 涯 B 公初 0

揭 دې 卷末 6 芳烈公 揭 け 答印 1: 一一 して、 化 13 畑 附 3 熊澤 花園 6 1 3 1 回 介 處 約 0) 1-與 撰文なりとい 0 校 5 T 8 建 說 7 明 1 世 30 h 藩 今その額 士 藤 0) 敎 樹 先生の 育 は池 30 施 長子 Ш せ 1,0 侯 雷 中 此 家 江 宜 0) 0) 所藏 會 伯 約 0) なりつ 備 は 當 前 時 1-昭 召 2 和 0) 抱 二年 學 5 校 3

以てしたりつ 月編者岡山市池田侯鶴家別邸に於て得たるものを底本とし、之に對校するに安原貞平編藤樹別集を その符號は下の如し。 藤樹別集(別)

真蹟 に標目なきものは新に之を附し且つ()を附して編者の新に加へたることを示す。

書中江省夫または中省・省で署名せるものあり。此は皆常省先生の名なり。

、常省先生大學三綱領の歌五首三意の歌一首並道・善・義・履、霜堅氷至の文は、藤夫子行狀開傳に見

えたり。今こうに再録せず。

、常省先生の墓所 に關係なきものは 移轉に關する書狀は藤樹先生補傳第二四項に載す。参看せられたし。 すべて之を載せず。 其の他學術

凡例 一、卷末舉ぐるところ慎獨の賛並道の二文は、藤樹先生の文にして偶々混入せるものなり。依 て標目の上に今を附し、且つ他と區別する為め特に小なる活字を用ひ。又その旨を末尾に附記せりっ

本文集中標目なきもの數項あり。今()を附して之を補ふ。

底本平假 名交のところと片假名交のところとあり。今改めす。

一、底本所々題註並傍記あり、今從ふ。

底本句讀・訓點・振假名あるさころとなきところとあり。今盡く之を附す。

一、附記は編者の新に加へたるものなり。

昭和三年丁卯十一月一日

小川喜代藏謹談

### 常 先 生 文 集

### 江 西 小 111 講 堂 之 會 約

訓。夫心 件, 游 以。 揭。智 文, 2 ازم 何。 於 論,友, 相 以, 聖。問。但。友, 通。以,切 輔? 神。爲、磋 仁, 吾 琢 者 人 藥,先 之 ini 賢 除 之 骨,戒、去。明 訓 於 氣 也 習 今 2 ---昏 之 蔽, m 同 復,志 本 孝 然 弟 之 之 性- 餘 至。暇 孝交、 弟 會大 之 於 極 此。 處-其 焉 志。 故。以. 筆。為 會 從 約 古

自 反 倾 獨、 入,壁 之 大 突 換勸 顧, 神。 之 票 方 崇也。 息夫. 自力 反片 則, 良 知 之 明 鏡 洞 然 妍 媸 不 得 遁;

是, 流 行,以。 览 110 無。冰 人。忽。 沙 Hij 不,焦 火 自 得。條二 波。 焉 \*當. 焉 要。凡 举 情 之 12 浆 服 膺;魔 不 而 無損為 爲 **奥**-崇, 離、矣。 矣。慎 獨也 則" 外 物 不 得 投票 之。 應。

事。

接。

物\_

盛。

天

理

影=

滌 博 丹 琢 11 於 問 凡 慎 33 思 之 N) 辨 清明 篤 矣 行 者 周 道 學 之 終 始 也 之 中。當二 要。 丽学 ·讀 渙 然 誦, 氷 聖 釋》 經 焉 賢 倍、 傳, 愼 玩 思る 味。 之。 其 怡 意 然 味, 理 浹 順, 洽 馬。 涵 以产 泳 學 而当 問 以产

HI. 口。之 能。功, 触,天 规,理 出之人 欲 判 然上污 Щ 产 之,審。 篤 行也辨 召,之,於 其,同 。常.身.志 禁汉 焉

常 省 光 生 文 集

女子,

1:

凶

炊木

原

惟

其

所

也

躁

妄,

音,

內

不是 靜

專力

發

躁

妄

也。

且,

勿心

論

辨

誹

議スル

於

當

戱 世 兒、出《政 41, 思。矣 不少 也 勿、在, 談 其 你。 不 之 謀, 其 話, 政, 矣 勿。 訓諦 人; 之 過 失。自 求点 厚, 则。 何。 有 水点人 故 加 俳 避

正,隨。 或、是、命。容 外;嚴 論。本,萠 要、於 也 也 從 術,必、若, 端 以产 却。不 正共 IE 心 之 太 正之 之 則"俗 理, 帥, 乎。 期温 H. 逈 悲影 IF. 老 卒 者、徒 起し 質。以,之 自 不许 然 骨, 則,應 為+途 效 信,礼,致,也 漸,乖 心。 就,敗 易 之 如。 安。禍,帥, 矣 74 忘。肢 正,百 共; 骸、 心, 如, 徒 卒 决法 徒, 於 的 外 正 兒 坝. 2 7.K YIM 徙

討 者。 心 或、失 論 辨。其 書 義, 或、 是 過 失 相 或、筋 詞 誦。不 當=經 成 從 學習, 進 命= 逃 而美之 可。節, 服、或、 其, 試, 勞.射, 域. 揮、 戈,

洒

辅

應

對

進

退

之

節

學

業

之

--

事

也

聽

長

者

之

灾

延 資 交、 移。 拼手, 孟 及一 春 餔 時 假公 爽。 白 粥 南 都 茶 等 之 食, 救。 其 飢, 示 us, 求 美 味, Mi Hi, 口 **朋复**, 矣

超過 協物書

日

天 和 -附之 前 田 長

5 んれ静 や。平生 ば、 なら ば、 來喻 13 もま 大陽 0 かっ 件 -ば致心思知の h. 2 善なり。 を索 T 無の功お れば、却 功おろそかにして雑念おこらば、正に良知にして、理にしたがへば、善念と成、氣に 魅 題短不得為にして < おも て、理にしたがへば、善念と成、氣 のごとくなれ IIII ひ邪 慮 なけ 盛 怪こさわ、その ニ或ハまた槁木 n は、 ば りに 病 自 事終てお 然 因 1-て、 n 致 雜 死灰 病魔 のづ 廬 知 なく 0 さなり かっ お 功 i, 問 0) がこ至るべしの 思維 虛靜 つ 斷 ぬ。意有ての かっ 有 多さい 6 T 心 消 诚 へごも、 虚 1 雜 す 念さ成、 靜 知に 靜 放 ~ てる故 n のこゝ 派 至 皆 0 夫 AL ば何がに ろよ 獨 心 U) で 1 座 用 b U) 心 南 善念 にして、 發 C, 荷。 雜 致 す にす 虚 闸 强 n 靜 知 ば、 起す -を如 U) 德 和 何 思 功 0 U) から 2 10 平 是 b 13

今でなる。 なる 覧あれば かっ 1 知 しこに れば、お 様に愛られ 養すくなか 對す のみひら 是大極動 放着 淋きの b か n ば、 書に 牖 5 せら のづか it 爱 かっ 節 行う らざらんか て徳 づく 主 縦文字十分通徹ならざる 3 對 75 iffi ねるさ、 3 生, せらる 3 7 ら用力下手の功 陽, 0 3 事をよろこび、 ん事をねが 養 應 0 易簡 心 動 なら 事 3 > 0 難成。 接 0) 極, 時のみにて 又道ハ 物 んか。 躰 は道 rfij 静。 へる 1-0 0 L 際 して大極 、困勉百倍に ながか 易簡 本然、 かる故 讀書 8 その勞苦をは 浮躁 0 5, 退れ 1 0 陰。靜極復 時 なる 2 樂 に書を離るれば、 の靜な て、 てい 心文字上 0 n 句 心の實 して、 0 々々底本で字の如 求はなはだ は 累も る かか 樂しきとの や心 いらず、 なしつ 3 動 理に 心ますく 党部 放着 いな して、 しけ かっ みお 3 也。 す < 其事業 また舊習 間 れば、 n のに 0 お 善を 暇 ば、 如 8 0 丕 なら 勉百 0 < われ づ 5 とた 文義 お 思 から氣 な 道 1h その 倍 かへ 路 82 n n 1 心 ふし やすきに 3 18 n 0) 1 ると、 道 故 習を るな 解す 0 戴 氣 用に 易 省 虚 難 3 傳 る事 簡 を 坐 險 琢磨する 除去の 智錄 3 阻 もたぐひなんか。猶能 な 心 詳な れ看 h お を 學 經 0 0 るに似 書の時 庸 づ 感す たさ 實 倍 砂 腔子裏に存して から 功 0) 石 0 解 功 な ^ 5 50 ば求 專心 できる お な n な ろ b 3 2 て、 を文 h 志篤 8a る かっ

天和二王成孟春中元元又は流の誤。

四己亥五月二日歿す。 此 0) 捌 解 大溝分部 署名す。 侯の臣なり。 衛家中前 田 勇 今同 節 好 田 祖

# 答。同人書

其 訓 之 F 被 平 誤 作 治 於 病 他 之 之 適 善 方言 惡 也 順 乎 逆 二加 云 々。 自 己 所 說 之 受 病 用 皆 不 是。 快 以声自 活力 却 反 而 責 愼 他 獨 之 之 非。失 功 不 切 實而 不少" 天 理 矣。二 人 欲

乎。希 此 11= FIL. 2 辨。未 独。则, 於 能。 所 11 谜. 1. 適 失: File: 之 瓶心, MI: 战 的。 可克克 仁 質用 长 其 他 好 IIIi 11 \* 恶 H 111 適 矣 歌 英 亦 1 外 是。 不 意 近" 你。 \$未。 Lin 其 福 性, Ŧ!!! illi 放= illi 修 小小 徒. 리, 以中 能、 L 神 int 版 (mi 2 烹 17: 4 迹 ihi 1:13 修过, 為 Ti. 北北 一心 元 浜 6. 質也、若 Hi 1/2 東 沙 滅 111 修过 門 加. 11: 2 1,1 LIJ TI -弊 能。 難 一川 問了 -作手.

江 省 夫 亚 拜

真體、 滋 段縣 1111 郡水尼村万木良知 I. 城 但 選答っ 前田 贤 叔 之 趣 [n] = 題せり。

商

未 の共 DA < 册 來 WHO WHO 道た なる 验 73 省 H 全體 J. H. 3 てた U) 0) なら 胩 かっ 和社 Ili 15 FI お 意浮 受用 到 は 13 3 間 15 は 10 0 休 50 Yi 時 体 斷 1 怒哀樂 1 無事 雲の かく 記り 17 放 は 3.7 1: 初好 無聲 太 魔 1-物 1 0) 旗。 祭時 未 冷 3 修 3 かい 世 [in] 練 1 3 なら 於 ANC. 發 1 15 間 泉 かっ 過 1-に行すっ を水 い即發見流 0) 1= 0) h 欲益, 5/1 ざる故なり。 3 1111, 拉 を喜怒妄 L がごとし、 めば、 1 体に 步 せら 己のみ 是に か果り 行心和 から たとひ藝術 n 紙 お なるべ を成 25 -200 外 かっ 性の < 外 3 13 迎 3 未 さるに 1h 時 0) し 念 90 如 1 發 求 に精 道 虚 0) 8) < たる 然時 又曰。 F よりて、 たら しくども、 気機の 18 判 は 沿 Li 求 ri 有心事活 靜 拘牵 0 務に 11 藝術 欲根がけ ri なる時 版 多 無社 通 將迎念慮 さら 圳 修練 1. -[ 7 -N 閉 福 n n 而"不 20 ずして、 不及人ど、夫藝 氣沉 13 却し 而 171: しか 助長 克己之 U) · · · Y1" 是皆道· み自 たるな放 病 班 心正と必然性 何 h h 反 物來てまた與 よ で修練 かい 地は 性を貸 0 L 0 h 到 手段 思れ ドし か件 猾よく 理 -[ 11 せざら U) 外に 道 欲 效 13: 3: 82 根 有て ho リンツ (1) 3 商量有 然に求て、 去" 發 1. 求 ん。 小品 H 300 質に 4 心 お る なり。 万欲 若不 常 3 0) べし 1: 市中 病なく して、 1 仔. 24 る成 放 明 华 ドし 道 夫. 内 . . かっ

性,恢 事切實 質志 致知切 却 而進德之媒で可成事と被存候。以上。 こして隠微 1= 候は、性之天命たる事著明にして、 0) 飛懼間断なくして、 御 放 心 被成 由 動靜順 吾人の言 逆之境あづかる事 鳶飛魚 通 病 躍之實理易認、 御座 かなく、 何も 致知之工間 騒動之境も忍、性衡、虚修行 斷 切 實ならざる 1" 之端と 尊,德 ど存

元融七乙亥年

回

にて、 志だに 本づきて、人八修己可にて外境に精神 SE. AUE 事理 篇 X 石ごも成 候 1-は 打 依着仕 續 10 候 德性 1= さ相見申 候より起る事と存候。 感 通 御 之哀 迷 候。 3 戚 出 委曲 厚可にて、就一世變」の動い來申樣ニ被無召一候由、 拜 面 ならでは難。中盡 君子の死生利害毀譽得喪底之暴の度外に措と申 の滲漏無之故、境變又は變怪底之事に觸ても、 ハ無」之理ニ 而 御哀戚之餘左 御 座候。境變に動 る御尤 御 座 語 九未外~心之馳 動無之、 のごとく、 併,大

答 都 築 氏 質 問 若 州 之 大 守 之 親 臣 外 記

答:静座,之件

理 就系統 理。惡人 時。求復於 欲, 初 宣 寂 也 然 是 不 以,動, 最 之 體二 培養 也 本 靜 根, 時 比 動 時。易認 也。於是認得。則 其 惑

常省先生文集

答:好節,之件

已。當。之 闸 歪。病。 吾 句 此。公、難。 子 至、所、曉 所 則。說。待" 說。 33 2 好上 毫。知。面 無。動 論。 静,耳 適 前。 师, Z 英 與 何,静、 以。知《 有是是 123 P 動 厭。本 意,静, 論:之 動, 体, 之 之,靜 之 郬 狗 50 平 節,般; 11 野 乃, 脈; 也 静、動,乎 問 之 2 Ti Ti+ 道。 病、若。 派 無。 113 不: --他 JIX 知.般。 子 矣 本行 克, THE 体,则, 2 四三二 為 去" 人 11 靜, 交 欲, IIII 义 30 17 徒。 F 援 反 157 FIR 剛。 纸 惊 12 到 2 動 Iffi 嗣, 復,之 放。 水 功 级 البا 信,之 静。宜、恹、静 IIII 則 動,此,

答。存養之件

歛 老 存 15-益. 養,與 之收 歛 始 15 非。 養、兩 者 简 之 收 歛, 事。 之 終 見 適 也 谱。 夕於元 先 后, 說 2狮\* 不。 HI ! The same 為人 事。 之 始 終 110 则 · [4 و الم 5/2

收

答:一敬之本禮之件

戒 倾 恐 懼。 者 敬, 之 質 也 心 充 質。 IIII 物。 不 可力 敢。 入。 是。 敬, 之 本 體 也

此 也 心、弊。 臨、殺 則,其,死。中 無。死。靠如物。也義 川之 不、安、 爱、然。氣 徒力, ШП 其 向"於 輕 适;仁。 重 上。则, 求允许 差 等。 。 狗,不 如。 可言 權 野 衡,也 神, 不,乎。 夫レ 仁 按 杏 者, 排, 华江 於-死 兀 IIII 適 也 生. 無 印文包 括。 亳, 適 地 萬 英 但 物。 其, 天 版 理 動+流 行方, 也 爱 lill 耳; 巴 若。放 能, 其,

光: 生

無。如,礼 山,海,件 答, 之。禮。 别 山。者 之。以, 所 性, 则, 子 心 版 和 順 動, 九岁· illi 質, 事 AHE. 以, 其 亚 灰 著 見る 是。 iil 於 2 動 学 所 贵。周 也 加 下,品 手,物。 福文 交, 功 夫、此、 致。自 知,然 而。之 行、天 其则。 IE H 恃,用 H 躬

行

小

in st 模 交リ 乘夠 就 偏 1) 故 -倣 博 ツ 7 以交 2 ラ 水 141 水。 卽 0 ,學 体 比 Hill 生11 :15 -1 1 桶 y 好 未 志 尚 7 7 拼 7 1,1 7 ラガル tig 起 德 ラ 7 詢 % 云 見 = 1 及, 遇 秉粹 111 ル 切 Ki 1 ---ズ F 胶 本 \_ }. 1 IV -氣 德 シテ 求 シテ、 志 吾子 " 1 ヲ見 小小 好 1 カ 良 IV 魄 畢竟名 ナ 德 知 1 ス H ノ厚、氣質 逐二 1.5 ラ 發 本体 起ル 11 ヲス 誤 シ 用 1 雖坐 ++ 質 學 1% テ 見 1 凡 利 知 体 ハ 7 IV 功 IV IV --モ、 十思 人一。 水 情 本体 復ル -見 也 夫、 = ス アリ 付 根 吾子 ヲ増 ノ美 w 1 荷 亦有。 憂 聪 ~ ザ 7 1 テ 用 -二此 長 シ。夫學問 起 間 シテ 刑 至 IV 1 力 リ、 の所不知焉 云 所 氣 學 シ 斷 ラ 1 巡 · テ、 H 心 7 節 ナ iv 切ナル受ヲ ノ德 致。良 7 如 T 私 事 7 ク ス 不失 一為氣象 ラ 本体 ニシテ非一本体一。文王 シ自 ク、 IV ヲ希 ナ ズ ノ道 學 知。 21 w 陀 上云 シテ、 當 吾 利 是 7 フ 遠 一豈他 ス 1 F 1 7 ス 知、 リっ 慕 未 性 致 德 1) 12 w 志立學 7 知 E r 善 7 7 4 發 又 50 文才 0 7 ラ 格 意 ン ノ妙 間 1 無聲 不 異 H 或 文王望道而未 コ 斷 物 1 ノ拙 端 ナフ 発 二進三本 やの ス ハ 蔽 \_ ナ 無臭 心 寒. 功 ~" = シ 丰 丰 媒 牛 ラ苦 テ 間 故 脫 然 セ モ ノ本体、 ラ 斷 所 1 = 民之秉奏。 V 文才識 鄕 成。 体ニ至 痛 ナキ 20 方識 V Æ 未来所。 志立。 愿 ヲ発 志 ズ 20 之, 本体 縱 シテ、若氣 F 1 ノ不備モ 見 段 如 聖賢 見 起 N V 安樂 \_ 7 何 P 其 氣 好是懿信 凡 -)V 是即非 也 ゾ 魄 心 志 至 七 其 形 境 知 ナラ ヲ ラ 純 見 中 皆此 遇等 立 迹 就 本 = 本 徳、 動 体 7 = テ 7 7 IV ナ 以認得 有 7 志 下 7 ク 7 下云 不厚き 謂 靠 IV 7 至 見 4 希 又 7 7 也 1) 願 ~" 3 1) 7 難 1) ヲ F シ。 3 却 7 10 1 ラ文才 シっ やの 意 然 其 故 イ ~1" ス シ テ Æ, 念 必 功 IV 志 至 其 ŀ 7

元禄十一戊 寅

所

部

候の

臣なる

今明かならず。・

答原田知辰書

常

省

先

11:

文

集

水 月 例 -1 2 苏 教 洛 学 儒 客 尔。 苦 -5-用 功 之 記 切賣 學 之 長 進。幸 基 k K 獨、 非對人 之 獨= 以,

t

之 能。酬 戒 真 1: Alle. 绳, 如州 亦 高 功 慎 Set, 龙 此 於 恐 沙 治 有。 見 之 起 作! 势 北。 親 則。万 其,境。 之 迫。 功, 伏 切: 训剂 悉 可, 切 ij! 於 為 ihi 切 質 進。皆 Mij 共 爱, 也 E 斃, 排 此。 為。而 盖シ 切 ti. 1:= 矣 能。 學 九 作 然 磋 克 夫。 Itii 治。獨 则, 以上 琢 遂 未。 獨 則 litule 2 離 IF. Ti 之 老 忘 為。 川,為 得七 之 地 助 H 本 對な 此 物= 爱 Æ 純 体, Ilij 意, 非文 陷,之 意 則 IE. ---忠 獨上 信水 IF. 必 无 於 心 摇 雜 意 R 助 IIII E 分 助 河道 心 布 知。 别。 不 長 然 之 摇 起 奪 伏 歷 親 接 无。 於 之 對 篇 彼 切; 奪 起 起 伏 病, 耦 此 徒= ffij 之 伏 书 難。內 无 以, 之 病 獨 •不衍復。外, 有 間。 自 之 不 沙狗。以, IF: 加。消毒 良 該 届 為, 心 在。內 貫。 此次 中 能 助 之 程! 世. 化. Le 知, 利道 是,謂 以, 用。 之 以,而 攻 獨。 神 良 篇 慎 良 揃 或 知 HII " 之 之 迎了 時。獨。知 -- -質 措。則 藥, 11: 物。 質 体, 之 尚。 11. 79 = IIII 宜。有 报 是, 接 Mi 稱 以。 也 班: 致 11 看: 也 其 若。而 故。 知

原 H 知 旋 训 椰 45 郎 大 分 部 俟 0 家 臣 也

答,佐治氏

感 近上 發之中ナ 1) 延 道, 45 究完 去テ 問 外 之工夫 更 等 V 御 150 無 VII 党 腦 1 -由 7 テ 彻 酸。 1 記り 致 無 終 III 知 候 H 之 中 格 危 115 坐等 73 切 縱。 150 以中 1 1 雖驗, 發 驗 7 IIII 存 作 皆 夫 候 中, E ALE. 節= ると 樂之前 7 卼 100 見之関 - E 切 自 氣 TI الا 泉 ナ Itte T 如 ラ 夫 幾人 何, 11" -哉+ 動 テ 段 辩 1 可有 被 H 不 45 異、 用 之 御 恢 1 條 外 存 用 内 恢。 有。 希 合 度 1 延 良 由 -45 知 7 2 即。 尤 H: 是 他 无 75 致 序 ---无 [1] 義候 見 御 篇 之本 当 從 待 HI -体 共 候 x Ti 所 1 未 門門 境 1 未 -t:// 3

Vi

713

A

11

後記佐治忠儿

さ別人なるべく恐らくは大満

分部

候の)

低なるべし。

質: 灰 -112 彩 X 忽。于江 隔。致。心 得事,也 老 忽。整 11. 復, HIN 失,正: 人 至。明 尚。之 老 致 能。謂 提, 知 之 反也 知, 質 求+此,爱, 也 於知。及 今 己。也 長高 所。知。 反 則 求。復、得、敬, 矣 於 於 1000 己. 愼 天= 於 m 獨共而 74 划信. 良 則 聖 存。凡 知 開 發 矣 更。居 露。存入無 然: 則"加 小 損 人モ 不 昭 能、著 存る見い 從,適 則,君 之實 為,子, 也 聖 知, 而 放点其 五 昭 事 著 則,惡, 不。適 為、厭 實力凡然 整 正,则,存 猶 是。五 放 亦 之 事 如。 愼

必、間

而往聖

較

咫

正,尺。肺

獨

之

功

不

見。

其

肝,

切旦凡

也

是。知为

### 知 止 解 与 原 田 知 辰

犰 the thi 知。 版 知:人 X Il: 思 欲 III 無。則 消 釋 法 议成, 炼 X 115 3.50 天 温之 なり理 尉 心 漏 為,發 至. 2 恶= 善, 露, 外 而 沙狗。 矣 開 無,胸 天 疑 水谷 上上 惑 快 F 者 雪 之 稳 心 之 遷 大 而 之 本 本 日 斯病 光,體 立。心 些 寂 矣 然? 然 恬 於 天 靜 不 下 斯 動 出 之 易無無力 達 而少,名 道 無。間 自 斯.動.斷 反 行"欲,欲 愼 矣。 擾 獨 根 知 亂 淨 真 止 危 竭。切 之 矣 篤 惧 實t 義 图 本 大力殆 體 則。 哉 之 自 心 憂 若, 至レ 處文矣 神 事。謂, 明 之 精 昭 詳 知 著

### 原 田 知 辰

17: " 格 汉 12 华勿 极 或 11 说 少 過 1 11 條 1: 是 内 非 12 ---11 孙 ---11)] 1 テ 1 1 處 モ 非 間 \_\_ 7 テ、 暇 放 \_ 渦 苦。少 其 是非 1, p 丰 ス 損 理 77 1) 益 7 ナ 偶 能 3/ 其 對 1 非 知 算 7 ス 1 知 V イ IV 圧 1 心 イ 自 猾 ^ ラ 惑 快 難り 足 3/ テ 拘 日 テ 攣 過 角华, 屑 テ モ モ 不 培 T 快ッラ 養 心 又 助 セ 7

常

省

先

生

文

集

物 11 訓,毛 徒 ナ 主 版 111 15 ---V 1 1 松。 部 fi's 7 110 其 45 過 IKS -5 70 須 1 -17 本 B - 10 7 節 以 至 1. 体 念 T E = 3 IV 2 YE. 过 淵 夫 y 1 华红 知, 也 偿 ス -}-1 IV 知 10 ~ -7 17 動 1113 . -動; 丰 サ 本 11 ·E 心 过 纵开 -, ラ 北 77 無 是 ス・ 17 T + 1 不 本 K 71 非 12 V :/ 过 0 X: Æ IK 体 , -5 伙 快 7 徙 -15 又 11 归 I V 17 10 --動 日 征效 夫 Æ IV 格 遊 上 中 11 1111 10 物 物 ナ 15 种 丰 ナ 后 7 5 将 答 ク 11 12 : 4 11 故 ズ 泖 1 1 致 不 No. 1 1 ス Y. 知 問 Tin 7 1 IV 2 志 思 必 1111 --シ 1 行作質 不 慮 =/ ク 弊 小 テ サ 1 思 37 - }-也 体 ナ 當 1) V 1 F 之 0 必 F 病 IV IV 0 知 1 ナデ 去 -1--}-术, 條 事ナ 如 21 .5-リ --111] [], 1 -館 如 红 不 ズロ 過 This 之 长。 用。 去 如于 見 功 方令 也 1 短 夫 不 差 7 意 致 命之 LI YE 7 1 知 質 答 助 7 p 17 ->-其 III 1 7 ---IV 11: Ni 明是 ラ 時 1 以 火. 117 -5 11 料 -13 格。 14: 算 -, 外 Title 约。 Ki 17 人 V 1111 其 IV 12 常

一、志ノ進退ニッイラ試ル、説ノ條内。

專流 H 徹 IV 210 退 動 欺 3 E 此 献 テ 行 安 久 北京 ナ 不 理 行 12 上 Ĥ 7 旧答 ナ 時 = 15 1) 不 -0 非 12 聞 " テ 念 慮 方記 Mil 志 1 H 11 TIS テ 地 進 士 -X: テ 非 功 出于 12 ---}-池 夫 處 7 ---12 遠 3 恒 7 1 1/1 恐 用 -7 Z K -E 懼 坳 别 ジ 12 故 + -}= 12 价 17 學 11 11 ---利 --1 -1-IV 1 1 21 慮 IV Min 彩 1 -坳 1 進 7 绒 -拘 + 機 IV 小 44 7 -赤流 道 --隨 乘 V -1---\_ " 5 デ 入 -E : 0 ル T 難 テ "J" 71. 心 • 7 说 席 ナ 1 紙 カ 沙州 非 日四 5 1v 機 + ナ 1 --7 0 事. 乘 IV 4. 天 無 物 1 ス 命 ス 自 人 IV ラ 芝 块, lín カ 不自 盛 11 1 ナ ナ 理 -}-IV 1) 7 IV 得 ラ 道 ナ -馬 1 千 y 能 H 0 ス 1) 1 12 テ 义 道 11 則。 11 + 7 圧 思。 11: 12 大 無 -}-11 1 --久 圳 1) 7 => -能。 -1+° 3/ 1 テ p

テ

E

先11,

# 季夏上浣

# 同人答

如 学 ill. 倒有 來 41 Ti 143 常位 嵊 情之 -1 将, 亦 心 训与 , Ale 苏 illin 之通 fi. 人 之通 悲 御 4 候 如。 13 'z' 初 - -

恢

177 1. 13 .-义 -} 11 か V 恢 K 1 外認 加 1: テ 專底 新 -徹 不中 1 王 pſ 1 記 3 成 1) 進 1-力 근 無力候。 17 志 ノ不篤 來月ハ何 實力 患 1 テ ゾ罷下リ、 御 丛公 候 志ノ不篤 度候 質學 固。 不

正月廿三日

附記) 耐人答は當に答。同人,に作るべし。以下之に做へ

## (失 題)

節 冗 テ 被 -彻 候 115 勤 本 -7 体 被 + 彻 7 洪 V like 取, 時 成 御 你 失。 力量 敗 1: LI 候 二心 候 後 老 F 力 息 1 t 7 =7 临 候 1) 力 思 7 御 被 召 ク 心 成 テ 候 1 们好 會 過 良知 由 得仕 7 趣 \_ 如 悔 專 リ候 省 何 候 \_\_ 承 ナ バ叉 力 七 知 ラ が即 賢 D ヌ 7 病ト 成 本 有之候。 体 候 通 成 二復 ニテ可 靜 IJ 話 候 本 作 ン有シウ 体二 其病因 業順テ快候時、 復候亨 之候。 而不。自得:焉樣 「省察被」 事ノ繁冗ニアッ 難成 成 却テ 候。能省 候 快思召候 不 圧 覺 察 不識 カ 仕 ŋ 候 取 モ im 本 無之、 失候 事 体 京 之快 7 都 取 臨 失 事 被 モ 御

思 以 5 丽 14 HI 17 你 IV ス T 111 施 1 ---は 惻 111 快 -5 p 陰之 18 7 候 7 加 -7 IJ 加 111 -何 木 御 ラ =7 --水 門 1) 源 -E 起 体 示 候 候 妆 純 -6 候 本体 時 諭 惻 F 之通 1 存 4HE -E 15 候 雜 -候。 復候 仁ノ端 木 井 11" in 体 二入赤 版 故 E 7 7 子 動 明 7 孟 = 大 處 ノ本 不 學 子 御認 動 7 体 說 ツ 於欲不滯 イテ東 1 丢 本 無之候。 序 大學小 王 = 至善心之本 於物 簽 体 動 解 慮而 平日 7 ニ見へ 惻陰ノ心アル 失 不動於欲 シ 知, 体也。 又怵 前 處而 候 ノ快活 段 惕 其 意其 惻陰 水 不 始 ノ節 源 動 滯, 1 純 也 心 氣機之發 於 却 ラ威 句 、物一時、心之本 in 無難 動 ハ 本體 而后 聞 動 ナ 動 ~ ヲ被取 テ候。 jν 候 有不善。 事 ラ知の 後 テ 失一候 体 然 1 = ト書 1 V 復本 テ 本 句疑 ŀ モ 躰 可 玉 氣 モ 氣 布 有

7

# 十一月十九日

常省先生文集

慥 は竹 ( )

簾 REGI [11] 東 正堂 河南 H 簾は康に作 1) か。 訓

# 同

之理 固 一有之天 如。 此故 從容 福 野 不中 THE . 自適 眞 ---戒傾 -ノ山、 城 準ラレ ス 恐懼 IV 彼是紛 ノ理 吾人ノ通 自 乎 1 然二 不略 授 同 H 感通 ジ 忠御 不 音 聞 映 人 44 泌 レバ ルノ義ニテ御 俠 地。 過 道八有為 死 而 绚 猫 志 知之神明 統 1 川 御 粹 私二 候。 篤 心 三歸 11 利好 生 ク 御 ナ 1 ズ -和强 住 **\$** IV -17." ス E バ火ノ IV IV 成 1 故 3 候 " -特 燥 テ 外 Hill E -二率 無之、 外 無御 就 キ水 17 漏 坐唯 ノ道 天具 沙 1 湛 1 流 ヲ得 自 久 \_ 行 外 流 3 ル手段 底 恢 1 IV hill \_ 1. 依 通 1: 如 着 -}-候 " 有之 被 ル 芝 战 恐怖 34: 4HE 14: 是走 魚

#### 元 滁 同十 H 4 年

縱。主 話 如示 起 1 御 成候ラ 至于此 伏 九 死 間 教 彩 月 須臾モ 斷 15 光頃 有之候 有之故 候。 + 不待, 不 1 御 於京 志之大段 -5 部 -他 モ テ 到 Gili 終 自己篤信簿故 御 --- ---刘刘 テ 逅 ハ日川應 い賓主交替 候。 候 會 ~ 明 然 E、未此理 接 1 13: 1 思召 小中 迫 門 X -慮珍重 理不徹底 =/ 御 1 候 心 難 不 テ進徳之効モ 底故二 得義 奉存候。 高見 被成 1 之通 存候? 候へ圧 志切ナル様 併。 御 御 可有之事 座 分上 常 務 候o 多 下 之良 ノ質功 冗之中 ---德性 テモ 1 知 良知之自己實 存候 良 手前 当 通之上三 知 1 1-モ 版 -彩 23 手. 提 多之形 -7 ヲイテ質 外 御 简 ナ 1 故 斌 12 3/ 緩 之 1 12 -72 徹 1 被 12" 庇 不 心 成 1 112 久 33 心 3

H

元

行。知。等 断 7 心 = 7 . -ナ 1 1) -" カ 外 11 1 出方 11 児 俗 1 ナ 与事 inl -}-シ -其易也富 0 水 V 王 シタ パ遭大 致,良 =1 y ガハザ 道 知= 理 喪哀戚 戚,、 ヲ ヨトロシゴ 大質之誠 37 シ 110 が難 テ作 思慕之切 放心收り本來 為シ 成 敬 之 1 タ ヲ盡 ナ ナ ク、 ル夏ニアラザ v JV 3/ ノバ ノ性 外 本 彌 1 事吉 心 來 情 求 德性 ノ哀 感 x 盡 涌 v 戚 3/ ス 自然ナリ。 ナリ。 本 所 喪 實 1 1 ニテ、 喪 實 1 立 本 宴 テ 事 E/ 實 事 カ 上。 = ---上 ラ 有 必 不 毛 ザ ~" 下 7 シ ス 1 11" 0 JV. ッカ 心外 哀 義 上 戚 1 ラ 物 哀 1 T 時 質 二動 戚 ラ 中 7 思 ズ 之 慕之 テ 求 0 條 本 ルハ致 香 理可以 然ヲ失 1 算接 411 良

# 答 恒 川 氏

失 愼 1) 1 15 [-] 30,8 111 流 -j-0 E 獨 德 被 -)-行 慎 1-1 福 17 ---1 44 身安 慎 13 -5 大 1 坳 F. 猫 v =/ 4. 1111 道 新市 1 1 17 1. XE. 举 煩 7. 行 ----5 心 料 + 人 カフ 4: 清 V 1) 1 道 1 IF. 汉 -E 行 V /F. 交 -17-" 说 版 丰 7 ナ --V 12 彩 1 テ 示 ラ アラ 志 時 隋 V 21 セ 1 信 落 テ 7 圧 1 1 1 1 0 -ナ 純 14 7 \_\_\_ 3 シ 坳 华 粹 安 求 V 身 ス 思 ナ IV 安 1 3/ 0 V 0 君 信 者 來 ラ ク 圧 此 IV サ 慎 110 ナ 舊 \_ TE. り。 記 行 ---清 IV 獨 智 味 隨 篤 淨 明 1 = 7 故 工 敬 テ ナ 3 克, 自 夫篤 滅 也 ラ = V 置 御 然 天 " 多 ス 1 得 是 理 實 7 w \_ n 7 感 心 志 專 或 7 則 7 T 通 ナ 道 心 求 時 1 \_\_\_ IJ ナ 純 1 3/ 1 3/ 义 1 云。 テ、 主 ナ 粹 ラ 雏 V 其 宰 ノバ 篤 11" IV 11 自力、 態 若。子 I 實 或 1 氣 ナ 夫 ナ 1 心 阴 時 ラ 純 7 1) 1 清 ----V 動 \_\_ 77" 退 1 テ 淨 I. 無 孝 万 助 丰 夫 IV = 習 = 坳 1 1 シ 1 本 備, テ 父 愼 染 本 ナ モ 110 身 1 ナ 獨 IV ヌ 7 \_\_ 0 故 1) 安丰 失 7 1 1 \_\_ 是 テ ナ 義 劾 7 カ 7 14.00 14.000 故=ン 獨 121 1 = 求 ラ 曈 A 明 落 力 # ス 1 V 0 云 寫 ラ V 11" ガ 君 **产**一備,己 夫。 心 チ 1 力 私 ナ 其 1 人 ナ 1 りつ 7 ラ 昭 本 1 1. 天 ザ 私 然 意 シ ス 理 必 ナ

常

省

4 淨 心 归 6 7 1) 7 -}-是 H ---守 int 用 德 业 12 放 開 IV 7 -E 11 - ~ --知 -1,1 153 三川 亦 训 少 12 = 7 遇 道 テ E - " 177 快 亦 =1 年! ----7 擇 [[1] T 1 3 7. 17 外 1.3 111 1 --iV. 说 -7 -111-ル 11: -5 =/ 故 時 私、 义 H 1 他 -0 身 消 31 7 1 念 獨 ノ安 界 -5 若 化 -}-1 1 身 4 =/ 7-欲 =/ Zi -7 慎 テ 7 T: 外 Il 蓝 亦 獨 77 猫 谷 坳川 人 -10 -} 利 ----=7 7 移 倾 功 ス 惠 12. 法 -7 7 力 12 FIL 1 11 ス 0 不 -7 7 學得 サ 己 常 持 +7. 川 4 V 12 界 獨 ル 52 nie. 1 如 加 E 7 -5 死 静, 知 1: 情 此 > 10 11: 肤, IV 也。 ---7 清 步 放 得 重. 能 12. 淨 ) --+ 時 汉 Ti --念 獨 10 IV 典 身 11 清 7 · Wi 1 7 '坛 ---工 .7 湖 -}-17 カ 弱 出 17 1,1 -7 V .5 此 外 染 12 11" 1 心 (14) テ 124 110 -1 常 知 山加 1--7 放 --.7 心 沅 清詩 绅 Pri: 7 ---+-12. 汗 11 11; 終 Wit. 46. 心 ---1 3 --H ス 先 415 テ 炬 11 所 --他 12" 浦 川 113 1 1 -5 利 X =7 1 7 -清 鄉 ノバ 儿 版 自 汗 城 -9-+1/2 1) +7 7 in 祭 1 恶 ~ 长 X: 肺 17 27 1; 15; 体 [11] 肤 iri - }-1,1 ---7 1111 1 于 12 失 清 13 1-ノ 5 T-獨

(附記) 恒川氏恐らくは大満分部侯の臣ならん。

答。恒川士

アラ 知 -IV -75 M: 似 胩 湿 7 数 不 思 久 13 107 m 1) + 移 先日 1 3 宋 心 1 ナ ラ ----7 0 7 n 1 HI 7 提 以 易 11. 天 ~ カフ Æ テ 75 + ナ -1-命 销 Hi 10 カ 功 12 何 0 坳 7 -Trini Liu Æ 善. X: 良 1 H 7 近 14: から 弘 知 - }-1) ラ 來 ラ 1 ---刨 此 信 ル 就 べつ ナ 天 -8 TE 自 , 君 =/ -7 知 以 X 剩 -5 71 LIJ 1 It: 少 Y: 1 1 -)-テ 功 Y =/ Si + 1 思 12 夫 11-米 T 1) 7 -7 此 伐 H ス + 大 退 7 段 ラ 1 IV 知 17 專 此 1.1 是 力 ナ 文 IV 7 ---IV 0 ナ 牛 . ---}-欣 千 0 近 5 進 in 丁 馬 ズ 3 ---外 12 1 0 0 敖 11 12 + 北 外 坳 汉 0 不 ノ 州村 Mi: 圧 1 丰 自 X: 7 功 倚 1 K 沙: 惡 The state of ME 物 =/ 头 7 155 7 训练 :, -)-12 V 思 成 擇 1 TIF IV -Æ ME ス -)-柳川 7 . 圳 自 ラッ 5 12 7 1 盖 兆 斯 不 日 1 ス テ 0 四条 7 7 4 1 Y: 他 ナ X: 714 小 如 U 7 聞 意 --3/ 14 -}-11 X 遠 惡 H 1 12 7 1 Winter 地 物 1 7 ナ 12 知 思 私 ~ " ナ v 1) 北 與 义 31 H. 37 サ 11" 恒 0 温色 y 水 H 10 7 11 H ラ 來 Lili 竹 17 ---テ 41 1 7 1 47 7 3.3 13 知 12 1 11 7 柳 训 --ラ THE STATE OF 求 Ji: 12 15 33 IV

THE. 7 沙り 此 160 天 11 就 茶 13 沙 IV 1 11.5 知 1 テ 耳 n 稱 H 骨 ス 分 IV 科 ノミー ---14 從 肢 7 ス 1 ナ 田田日 18 ナ チ りつ 天 則 天 君 1 良 7 7 知 ----本 7 來 聲 ナ 色 ソコ 見 味 其 安 丰 逸 率 -掩 13 IV 12 -7 就 ナ テ 天君 " 善 1 思 稱 颐 路 シ、 1 迷 其靈 モ

1111

加

--

ル

7

段

1

明=無。 ifii 2 भाः 無 12 1 思 為 ME, 為 Xi. 叛 也 特。 伙 無人 不 動 此 版文章 IIII 則 逐-通。 念 天 轉言 F 寫, 之 重 故= 欲 念 K 輾 轉 无, 止 逐= 陷业 於 陷 阱\_ 而 不 知。 荷。 克, 念、 則,

消。

理

## 形色 魚 曜。

形。 迪。魚 Ilii -III 形 -Far 洲 光 THE. 從 学 道 illi 自 也 不 適 形。 自 丽学 不 待 下力 按 馬 书 乖排 道\_ 矣 也 則 耳 道 区 目 了狗。也 悉 鼻 体 魚 更 口 無 易光 也 地" 形 間 隔 骸 而 意、 楚●也 皆 煩 魚 懊 器 也 邃-也 飛、 至、所 躍 〕 死 也 <u>\_</u>= 視 器 矣。 聽 也 其 聰 明。所 動 以。 正。飛 言 躍ス 忠 也 信,道 者、也 道,故。 從、鳶

附記 Will 1111 北 JF. 堂翁日 3 楚 0 上 恐らくは苦の字を 脱すさの

獨 面 北 太 届 炒 獨 地 111 元 脚 思 II 生 fur: 1/2 鳥 无 寫 月 上 所 厥 老 倚 活 窟 (T) 帝

倾

常 省 光 生 文 集

#### - -II 孤 樂 11 是 也

信

14 EP 业 文旅 從 こいに戦すっ 實は藤樹 光 11: 0 11: なりつ 文集一へ本全集卷之一」に見えたり。

## 自 反

反 不 自 닌 汉。 柳,切 K 即,宜; 11, 省 Jj 六 境 也 AHE. ini. 内。 不。 子. 2 自 ヹ゙ in p[] 得。三 1 若,礼。行 人。有。 毫 Hij 不凡 有し横 得 因, 逆 老 外。尚 尤。到"反" 人,我 非。心。諸 自。已 自 反,反。 工 吾 也 程... 心 君 不。 子 思 之 是 學 為記 亦 自 反 IIII 不 為主 至 11 人, 以。 100 物。一子 見 2 坳,三 以。省。 己,自

## 愼 獨

可,本、慎 及力如。獨一 者。明 谷 其.鑑 古 唯 11: 來 人 水,學 之 坳 何 所 來,之 順 不 要 見 應。語言 乎 H, in 小 ---平 人。念 凡 獨 III. 自 斯, 知 法 且, 雖。 1: x 以,隱 济 炊,微,也 人, 通 慎: 正。贯着 於 相 形 反: 天 慎 -J-地 2 慎 鬼 苏 獨一神。獨一 老 故: 考 潜。心 也 雖。之 伏。水 矣 体 亦 --孔。念 200 入 昭:微 君之 一子,地 所,也 不心

#### Δ 道

常 道 樂 非 4 348 性 之 317 道 17 M.C. 加 7k 也 人 No. 如 魚 7 在 水 III 您 4R inj tin 灘 水 Hill 11: 離 间 久 則 死 人 345 作 則 111 油 R ilij

此子 H 311 知 也 谷 41 THE STREET 樂 Fal. 水 念 15 北 售 沈 之 染 福 11 | 3 城 也 77 識 il. 8 iŭ 木 i'f 利 則 THE WILL 之 满 36: 則 学 染 1: -5. 从文 是 ilij 7 范 倒 恒 思 2 F 1 1 This 1/2 illij 1/1-Tini 1181 34 情 1 3 111 滩 000 hill mj ][137 24:100 久 思 则 1.j. 4E 345 11: · j. IN H fac 人 2 入 Ilij 1/2 不 世 11 iff 得 [3] 2 Mij for 11: 餾 也 原系 14: 2 [hj 12: 死

此 0) 文成本に從ひてことに載す。 質は藤樹 先生の 作なり 文1 .TL 本全集後之五)に見

からなる

おとる ちゃんち日内ちまち 6] いいなきたらない 佐原亦如院等 府外上門子鄉 学的学生其意 1:7 おいの解写 然以於電子 かてすかる 77 見與馬以学同思之初

勿代子川之俗話 勿辩游 ずる 口社鱼彩出路考点学 1 . . . 2 好こ名活言也日 正是自然之者 石也省時時至了 神後をできむり 從容就正為表 其他不好世也 めけ四版百段方 多教言出於田 公子女有求

松其乳乃京本美生 19 7

言明被落本法对或好处 3年的日本海海海 或付為心街 少者引西路直引起 理平里老者以福青小ろれ 也差以下正 くが見るまさつうせる 为矣 第五是 外本也少年却是 3 名交席指对 聽從名者之命如此具 也學心的如此百種为 其志正其,往永外兒 遂致死处 ある 報之が

(藏 院 書 樹 藤)

門衞右郎太佐岩與 筆眞生先省常

というねり

常省先生文集並補傳第四十四項參照

いりいかけられらと 4 かいろう とうちの すっけんしんど は中んれると からいくます れいろろとし したるかいかろう いいとうなん いきませんだっ でるれるあっ からしろれた

> (藏氏 一定佐岩 江 近)



(機)

天

7:

常名先生员第 哲則成際

申立自然特別に不至の作る、東外状而 はご電子 直 建大体的切体被係性 こる天命した人とも 寄心子変も お此る思う 明りの仲或をもれなきまな、とない、なれ、相関に防え 九大小食了本体乃權家指明即意即之傳也差異於以前 富不いで西門京南本谷春大居根於山路時南本谷南在之上) 我不可養養而己矣如為免至母本体則復心之本然不如何雜 当 画台里在在是人來在獨句本民華少四里 思其繁於衛軍小 郭於其意真故不被連載於人依若為外衛祖則例知之通仍 案然更到此為我,如三十次就我就悉的我里方式农后比我一些 東京直東南不自将心東京南不使足官《大學問之顧酌者志也去心 本体者你門是非工夫之本外必必敢於不犯問發其想是故常有命 運不得可當本体之心也直閉被更至将本体難今此心刑非可有不 者為就心两人故而敢者察免治之你未傷此心上怕好处自朝至若 東書目謂學問之頭賜於心上說得為本体者而平生存食之失此外

客原展秀才

常行先生真筆 答原辰秀才

そろうのなかなり TOOL OF SHOP SON From 12 ( a mod go, m. w. 2) こうしている 日本のいろうしいい 4.5012

0

天 恩 1

川

縣 中

門

2 20 10 このかんいいまったからなる かんか あ、本の方の方の 一次 のなか

コル・モーズ中リ マー・一覧の名前

答質問 常省先生真筆

藏氏即太清村志

部





松花とりて住をからかり、神と

でんたまってれいあるからうい

- ライクに内をまる

することとはこのかってもできれ

ことは日のゆうしょ まむいかん

さりをころのいろして心致にはなること

老七生色質以果? 大分十月

いるもまとれらってきろうは

ハイケーーでは一回になるよれっていっ

後をよったんとしるといけれたとう

ふうらずさるないしながいなる

っ はいれ 他いた下からから

りゅうかとうまて水の方との八個ところのですしたの

はこかなるのを食し、一多中

五日、日本の海中以 作者 八年

現でしるです。 できるこれ

ばいずしのかもし、性時に

ではおうんなないできるなだれる

ぬりましましてせるまべきなけ 男に由、今由人去っを領 みれる 明一年一八年一八年 後生ころうとない さこしのは、人工早しなれば おうしいかしてき ことかいとうとない はいけてしまりいいあれるれている をうってきいるこれっという みよしてしてんれてしていてんなてい 川上神としてもまとうますか なるとうないでようかう てはあるからのちつみ 最八出てるれるかので のれなしはいるつな一様べんいよう うける最初から 市本也の会 こう こう 一日日からいっという 大のできるれかっんかん 年 好べるをはいって 地かりいし たべるのかっすいこうとう ういいけばるるといいか とうころではしいはらは大大のと そうれったとうかからんのでとこの よれないいまうしかまって ことなるかっと四十年の大大

常省先生文集

續

編參照

(愛媛

河內字十

郎氏藏

門弟子詩文集參照

となりかとはててしている さんているかん、 てもならなられる はぬってんといろんしいなっといけら はっていてかいまかれるもろから でれて何き、地 かのけったのでかってころうかっ 「一直班長子から」」「東北海ので ではなったるかかって行くいいろう ハケーラもある変に破べるる からうるもうとおしまか成す かり 日本八世十七年 人はいれたが、ことしなをといるか 在中 私町 秋くろううか中に作か さべてはらりとう そと解る なれのかるのとうするとくをと こときる何るけべ写真をなってかった そからの中立なるに打要した を · えんちしく養養さられ本物に前 のうなしれるいのでは、何とうとう ・見てるかであるなるの さり、しもりくる意思を切る方 えんてんないれて いゆけるとな すい あとういうないろんは いしなるべきてんところいかい

其

こくすいち 了をきなかん えるとこれと、九 いかこう できるとなると とれるのである 第四でけって そろうあってし \* はないいるとりはしかる ちはいましていいかで 都でうらりはる美人のそ 力をすべしいの成本なの件 康、後一と礼松八丁とあっこ れっことあ かくるいちかとはえるは 神と見んかしるを初考し 李昭二十一 杨云从及 中文で布件 一八公公 すいりのととなっるりた 佐田夫太死 いかる るのちらんでしかってい でり接季る電色時刊 ん代えるるるるを 四上て 物山大海教とな なのないる いっていいまるとは

#### 稿詩人門生先樹藤

(藏氏藏已庭饗 江近)



(藏氏郎次岩田淵 江近)

其





(藏院書樹藤) 照多集文詩慕景

書文古高行知生先省常



照參紙折之代累家江中五附傳補

常省先生長子誠明知行高古文書

其

其



# 答原辰秀才書

為。失適 則 自,别。克 來 老 得 非。治: 背= 漏。 佛。本 如,切 心 说 或、體 111 心 也 收 叮•之, 日, 宅 爲、者, 见, 適 飲。狭 有。然是 iF. 道 15 至,切; 窄; 云,未, IIII 養, 得, 则, 不之, 本復, 容。 見 路 illi 本 得 問 也 理 不 体 於。之 隆 於, 此。体。復己 快 心 頭 於,則,則,物,足,然, 此。之 1: 克,累分心 復入人 郭宁云 則,恰 於, 欲 云、是、好、心 生, 裏.於 然 徹 底。也 尋 心 頓。無。夫。非。處,上。 滅、聲 工 自。認。 志"是、求、之 學 自,所 於 本 也 臭 問 夫 朝 得, 純 以 然=於=是 之 之 至《爲》 粹,有。箇,耳 本 此=心 頭 幕-本 於 窄 本 如 無力之 腦 然\_ 遂= 體 必士不 挾 体,何,少,本 心 者 者, 上. 煩 乃,離。間体 志 也 得 mi z 求, 瑣 樓 當 雖 可\* 平 斷世也 也 爲。固 £ 下 則,故。志 然, 常。生 滯 架。之 本 其,不,純 不 4 之 體 樓,心,熟,被,粹,能,体。 者, 患 則" 開 之 騎,而,處 遮 之 也 驢\_別\_從 蔽、必、赞、心, 失, 惑 尊,其,也 此, 伏。竟、求、容 於 融 乞,驢,為,自 人 德 謬,蓋。体, 釋。切。之 得。欲。性,是,謂,者 本 若。尊、故、縱、為、 謬 体 聖 而。体 秉"認士也 者,賢 為則,常雖放 之 若。哉 外奉 有ッ 心,德 至心 辟,若,域。誘,承。尋 塞 性 得、 淵,之 此,欲。亦 被為 求 本 人 操為,則,於可,動,實 之 体。欲 則,天 必水心 庶 則#親 氣 離上而美 上 幾 必 切 命。仁 陷 象 以 宁 欲 溺, 認 而 知当也 而 此, 省 1 之,然 得。已 不 於 心,察

# 岡田氏冠禮 其一

24

TY

縣高

鳥郡

海柳

村

大字

上

小川

志

村清

太郎

氏藏

水 朝 2 俗 LE 士 已 T H, 成 電 至, 於 弱 冠= 之 北 薙 除, 其 額 髮, 以 為 成 人 之 容 飾, 强生 此》 冠 禮= 稱 謂, 元 服, 吾#

常省先生文集續編

日,雖,已 冠 撰 友 非、往 .F. 心 【五 乃, Ш 呈。斷 兴 乘, NIC 11/11 版 . 5. 辭, 其, -j. 红 2 幼」 식은 肥 器。志、儀 於。當二 以。 H = 也 小加, -1: 7 進。宜 先 -Yi 善。也 书 脱, 於 修。哉 光 宇。 IL. 撑, 所 人 德, 71, 逐二之, 之 官 遭 為。之 2 仙 宅= 大 容, 膝 是, 隐。成 寔. 樹 以, 席-可。谐 從。 資。院 网 故: 不能 矣 行章 然,其行 行。 其, 矣 世;初 始 妄』志。能。是、除。 灰 形 有: 乃, 額 僻。乃,終 以一提, 魚产. 其, 义 招。矣 11: 11111 111 低 人 11, 情 15% 发 道 答 之 德。 Ti 原 常 慕, 儀。 子,也 家 撑, 以、但 父 逍, 之 受。願 外に 其, 否 ME. FIL -5-Hi 月长, 验。 ri, 世. मि -1-Ji.

字。以, 吉調, 受, 月 he 斯 13 始 所品 15E 无。 libi , 除。 額 媛, 成 人 之 心。 Jy , 此。 元 服。 1 11 = 乘。 啊, 幼 志, 順。 爾。 成 他三 无。 思去 则。 天 爾 19. たたり

刀, 2 至 不 敬。 5年 敬。 伏 X 本 勉,持2 2, 天 試 们 之 12 14: 4 12 2 K 也 於 虛 不 美。 mi\* TANK I 也 哉 Hi. -5-若。 能。 從。 学= 元\* 其, 小り、 则。 E. 方言 :方: 内

其

n

吾, 稱, 夫. 謂,冠 元 吧 服,成 是 人 近 2 夫 道 庶 也 -1-本 以 朝 -f.+ K 自。 2 H3 俗 集 H 也 降 及。 版 说 弱 池 2 比。 強 除, 共 額 班. 以。 為。 版 人 之 容 筛。 强。 比。 泄

心。

n

友

四

H

仲

售

君

之

次

其二

岡 田 氏 命 名

可,而言,辨 HIJ, 辨惑。進德 清行 山山 之人而 中正 H 4=, 已矣。請, 學。 Ifij Ilij 自力 不 名, 得 違。 勉旃, 調。信 哉 州 切 也 1 子 III 己之 其, 都能 交,之, 字也。荷人也 於 船市 人=納2 於 能。德 訊, 字。 據,愛 之。而 感 親、 通着 提 in 爱 親 之 撕 爱不 質 營 心是 覺 也 有。 信。 修 常常 整本 者 無 然人 忠 少,則,之 實 間 物 斷。 我 也 則, 無。訊、 間 庶 者 幾為名 是, 問 以声 也 名好意

丁亥陽月穀旦

T

省

夫

呈阅藤秀才。

附記 丁亥は資水四年にして常省先生時に年六十歳なり。

誠

木。 行, 學養子而 後 嫁礼 者 也 然察於 赤 子 之 寒 暖 飢 飽。適 其, 情-无, 他 其 爱之 誠だ 也。

附記) 真蹟、滋賀縣高島郡大溝町中村德道氏所藏。

敬

**以**天 句, 19. 德 性, 之 in pH 也 敬 則 天 理 存 精 無 適。是, 以产 物 來 順 應, 無 物不 體

四記 大阪市北區旅籠町田中宗一氏祕藏。岡山地方より得たりご云ふ。

再奉 復呈佐公常賢伯研砌。

411 30 HIJ ini 兖 論 詳 III 文 辭 亦 玲 瓏 最。 堪源 何スルニ 矣。 就 中 好 恶 之 ---件。以产 有。 好 悪 寫 賣 体 以, 無好 恶 寫 假

常

省

光

生

文

集

癥

編

一九

意 献 轮。好 設。 处, E ilis W. 避誤 張 Jj-社の 心。 九子: T. IIII 就。 决, 1-未。 小 洪, 為 純 所 III 是。 粹。 斯: 為 不 就。 记。 仁 不 于 為 Til. 之, 证, 政。 旣 流。 16. 则, 致。 似。 然 图 功 Ilij 名。不。有。之 涉。爲。好 跡 意, **显**术: 恶。 思 Hij 高 牖 2 飾 少人 名, 1 跡 12: 水 假。 沁。 題 水 看, 難り 說,折 37. 著。 衷,夫, 発し 矣 行! III 好 是 L 矣 所以 小: 爲。 君 思 1 43 子 J. ni. THE, 11. 切子。 大 有美 適€ 本 所 使。 也 立. 忠 证, 不 無。而 1-, F 17: 英。達 之 四年二 也 道 源。 行》 然 善, 水 2 不 之し 也 也 就。 為。 岩。 Tai F THE P 就。 此, X 羌 亦 III 是。 好 恩,能, 性 好 避. 113 4 山。上。致。 用,其,火 Ü 好 行,则。则。就,就, 也

门湖、 滋賀縣高島郡本庄村大字川島 中 [1] 友征 氏 所 就 又藤大子行狀間傳 松下氏第二本に之を載す。

礼,

也

2

平

該

所

山後

世

省

顿

粉 K 7者。洪 園 之 遊賀縣高 茶 0 | 鳥郡青柳村大字上小川淵田岩次郎氏所蔵。 盛 德 主 善 不。 能、 心心。 者。 切 磋 琢 师位 之 君 -3-也。

## 叟

記

真蹟

瞽 叟 底 豫, 天 F 撥買縣高島郡安曇村大字田 2 13% 义 子 水 定。 為 rþi 天 早藤貞 下 無 郎 不 氏 所城 是 底 之 父 付 也

# 大學八條口之解

古

之

徐

訓章

iii) F

德,

於天

下二

先,

1114

其,

闽,

欲

清

其,

顷,

光。

光,

学,

其,

家,

试

怀,

家者先

修

其

小, THE STATE OF THE S

修

洪

身,

香、

先,

4.10

iF. 稱,先, 古,诚。 欲, 其 先, 其, 知。 在, 格。

正。原 身 15 夫 虚。古、其, 以 是。實 篤 妨 11)] 指。 時 无 敬。 下 致。 旅事" 他 安, 之 本 知。 也 .田. 昭 11: IF. 7 I 之 2 也 也 []] 致,心 家, 實 1/2 夫 ilij 盛 使, 就是 Hi, 也 也 知。除 世, 意為 暫。 兄 去。 此, 歸 ifii 學"本 人 天 為, 節 至少 弟, 利学 其, 舉" 于 欲 F 有, 樂。 要 理 2 末 性 之 始 致 問 之 邪 妻 3 戒 子,好好 之 影 終, 知 酸, 悉, 之 im 格 本 學 而, 從, 意 末,良 復。合。理。欲, 以声物。 本 示。知 奴 示。 也 者 寫《 其 I 本 £. 然, 僕 治如願 立"而 全 夫 鑑= 臣 國,也 姿安立 体, 用 敷\* 明言 不。而 而 德,明知知 也。 力 道 移, 衡 其 之 生产也 争。 施, 德 之 實 格之之 心, 仁 地 所 物,德 而 政, 天 也 使、使、 以,從也 F = 使良 誠芸 畢 親 父 交 竟 知,知 意順。父 接, 務。之 也 = 感 子 於 綱 本, 所\_ 通 修上 子 天 之 照太之 身。 君 下 義, 條,, 而 際 五 君 之 非來齊 官 臣 正学 不 万 五 以 隔。家 盡。臣 事 時, 以 動,其,兄 万 事 上 之 境= 為+ 職,兄 末 非, 主 言 弟 而 也 无? 夫 而 而 忠 弟 修 行,常信 不

所 有者 前に同

## 質 問

誤な 時 T Holl 即, 盆 氣質 たし 德(()) 放 思 退て 版故 培養 特 信習 内 3 清 耳な な 1-習 向て 9 1= りと一云 市 復 論 曉す 11 0) 時 K 講 善に 時 0 13 智討 觸 志だに 進 發 せら 不 理 論 義 O) 雪 寸. 知 n 0 益 其 な n 性こと き事 融 心 ば、 を悦 會 氣 0 ハ、外に あ 質 效 ば 12 は 有。 わ 害 之なが む 小 向 3 をなす 事 7 理 芻 5 事 豢 を 退てハ 聽 あ 0) 膮 72 口 多 さる わ 舊習に ざる 悦 は 7 故に、 3 復 0 む せら る な 徒に 90 カジ n ごとくに 氣質 道 場の 學 F 篤 說 3 信 話 カジ 0 とな 也 心 3

父 一母に事 質 5 体 10 n 何事 得 5 8 n 背 72 かっ n 2. n できる、 如 何 格式 も格式 0 動ば ば かっ かっ h りに を 勤 7 3 沿 は 實 和 孝 0 色なくて、 っ あ 5 ず。 實 且 孝 を云 何 事 1-カジ T た も父母 L 3 お 3 わ n

常

C, 業まで 1: ざる 二次 3 0) ri 1 6 夕八 1-1,0 に理に \$2 X: ナン 参り 13 求 適ひ、 被 75 1: 質体は心 3 す) やさい 父母 若父母過ありて練むれごも、 父 0) 1) [1]: 7: 作に作か りつ 少爱敬 父母 する れ候 0) 事なく 7; 11: りつ にても道にそむ 内に向て修之、愛敬 -愛敬の心為主故に、 心父母を離る it る事 い不從 > U) 心を不失時ハ 故 父母の心に 格式 涞 巡事 . かっ n 左右 からく h る事 に就 外な て依然 徐 色婉 らつ 色的 益

立 學術 (') 80 \$5 n 0 は 夫 拾 づ か 日 3 35 か。 6 新 間 12 (a) 0 効 すず 崎 有ぬ なけ わ 店等 n 々書を見られ、家父著述の書にて自反 ~ なりつ ば、 念(0) 悪もかならず知てこれ か 克去、 倾獨之理 -- 4 信じら 念の X 3 \$2 かっ 82 ならずこれ るこど、 如 を行 [11] 1-志立、 3 自 反慎

6

る

>

11: 3 から お 些の ナこ to 17 自 しら b 時 t 反 慎獨 雜 自然無念に 自反則 温 起 0) 工夫 善念與 叛然 成 して節なりつ 不動 起 熟 いかつ 0) 極効 0) 善を 体 なりつ 1-語 自反愼 な 3 着 假初に 對性 獨 成 13 心 こご雑 の官な 心 功 力を用 事なれば動 尴 りつ 小个 ٦ 起す F 終日 Fil から 3 たしら 工 さ 31 為寂 3 n 3 H 然不動 とも 雑慮の 人の 道 通 起る、 の本体自若にして を描すな 揃 液 然不 残てこ 3 動 善を 22 0 本 を 皆性 制 体 お 3 7 船 0 3. 12 le.V. 時 75 看 通 ূ す

仲 夏 胎

省

00

酌 万 木 子

附配) 真戲 被貨縣 高島郡水尾村大学横山 1j 木良知氏所藏

分 部氏書

為一年 市之御 滅田 惣八方並 慶早 12 親戚共何 被 通 11 翰 ち無い 际致 菲 致 1,1 加年一候 假 先以 H 被仰聞 貴家 御 不存候 平安貴樣 ら貴様 愈御 ---2) 展 當年 北 御 超 ---诚 御 111 被 地 成 1 候 御 th 越 H [11] 出 被 度珍 lik TI 候 H

111

II:

U

to

ば

應接

逐理に

h

Da

斯

1

至り得

れが剛然之氣充塞し無人而

不.自得

本体

に復

3

3

443

收斂 以行 應接必 質体 < 江 3 良 22 もまた 陽 R 樂 3 能 之候 m-10 60-00 去夏大凶 \$5 n せご T 8) 伽 纸 13 然ごも 归 御 Sin: 0) わ 允 JI: ずし 心 1: 11 -5 6. 1) 1-かっ Hi き 1: 经 b 1il 0 派 n 111 ľ, 1-38 復 档 7 1) 1-ナご 7 region and the same of the sam (ii) 樂常 淮 失 不 倒 御 街 ľi ri 3 ri 朋 82 1 3 n HI 外に安 随て 後 () 3 0 1 情に 反 H b in 野夫義も無 すり 湟 本 功 功 付 汉 に存し、 切 觸 Da R 3 1-名 慎 体に 來 なれ 3 3 名 0 T Z 成候 3 生! H.F 一樂功 强 カン 3. T 外 物な b 多 御 自反す もまた難 に致 1 12 好み 20 成 修 n' n 也 復 に滲漏するとな 得 III 預 其 威通 候 名をもどめ 心 3 る事を信 れば 未質 んとを 老 应 御 事も其 外に求 を惱 0 n 心の 道義主となりて 1/13 大凶 致 通 ilj 氣 n 逐 心裡 そくく 1 流行 加 本 安樂を 柔墮 前 1 憂 Z 御 期 年 然を 得すれ 御逢 得 る功 当 荷に 獨 0) U Fit. 0) 知 有 好む 修う 意 御 h 信得す みに 理に 好より柔隆 御 必私 名 旣 め、 被 心 0 -1 候 意 一張変数 成 來月 成 z 意なく 1 成 itii 一併御務急迫候故毎も倉卒なる義 7 安 い 得 當 感通 候 本 8Q 欲 候 るの 存 外に 來正 氣弱く 17 初 まだ不、得 75 樂功名 心氣惱亂 開 n きよく去。 る III 何と 時 0) 達 n' 心 哀 是慎獨 正路 情こ の切 の失は 间 しく 故に功名を 1-L 克柔 戚 心 罷發可一中候條、 人、 他念なく 3 0 D 進故 悩亂すること 近 やも取 陷り性を 御苦痛 克 0 欲 心 ときい 本よりこうに な 7 去。 剛 0 功名 んとを 0) Z 伏藏 る工 御 義 將 る 多 失ぬ 被思 カジ 迎 求ずし 20 僞 取 田 する 途 好, 夫 蕩 滅すあやまりにて不孝にて候。 なく、 て其時 憂 失 0 11:00 ひ、 自 3 b なと より 7 被 召 媒とな ことあ ~ 平內 致 7 B 反 多分分 一候。 成 無 至 良 功名 0 得 愼 れを 意 1 に威 驕 候樣 之も 暴 b 知 必 60 7 20 獨 るところ 參違候 此 = 無為 なく 其 12 得 U 0 向 0) なら 而 節 は て其道 夫陰氣 き志 三字 I たく 旣 中 0) 入 7> ずつ 御 御 20 る。 夫 心 平 z IIII 修 殘 得る なれ 志し 1to あ 安 得 親 霊 0 用 多 樂皆吉 20 に乗 切 存 明 b 行 放に當 歸 本 然ごも 可有 存 御 n' 常 時 は 下 す D 意 候 然る時 すい Í 3 1 1: 17 17 之之事 尤な 間 1: 功 外 3 n 平 7 F 天 昭 0) 致 安 に伐 生 媒 間 良 12 0) ni 敷 神 わ 0 K 求 安樂 本 る 3 志 3 12 知 2 20 五 隔 い 1 1 安樂を 來 思 を 功 御 b 7 よ 3 かっ な を V 迷 L て、 得 然 名 召 1= 名 h < 悉 6 ば る 好 3 IE n 75

ul 60 111 3 你 ~ 3 かっ 1,1 0 御 0) 們 分 問 Œ 1) 4 Ħ SIS. 得 L. U) 0 征 あらまし ri THE 之、 入高 His 儿 完 御 体認 恢 御 1131 養典 体 - 4 U) 1-T 75-夫 4 候 候 **預期** は 10 後 御 信之 志 た 简 ち此 作 邓 底 恒 0) 計 見 ii #: 信能

1 1

ir.

崩

郎

不

花

排

11 -1-H

3 义 M 樣

倘 12 思子 於 11/1 龙 被 北系 彻 心 御 呼派 15. 候 THE 1/1 龍 1E 作 III 11 起 候っ 以 1: (志村竹 1/1 利前 30 1123 樹

たか 春 \* 冲 本 害 切 0 御 沂 好 十一日 上より 座候 後 10 笛 ---樹 水 T 0) 路 1 0) 候。 爱 U) 八溝分部 PA: に船 才は 0 111 御 0) を制仕官せら 之貴 見て 候 修 害 愈 村竹 2 氏二 答。德 候の 15 御 お H 1E 3 1/1 オを 慎 2, 候 0) 翰 4115 1. 域 制油 3) きかった 故、 III 何之境にても自反慎獨 bl 5 10 1) Hill 被被 かっ 3 T 求 Hij 御 2 被 其家學の 111 田彦 6 知 斌 好 3 大切 0) 版 11/2 41 4: 拜 事 柳 小 1: 家 村 中 候 见、 先生音 156 利を得 は 版 0) 12. 被 桃 12 精し L 心思召 境遇 計 网络 先以 たる たし候。才は本來德の 喻其 た見 11 御 1-账 か \$2 座 (-一候 3 () ごも 運 愈、 纸 5 候o チン 1 1 大 5:1 III 刑の 87 こ 御 10:00 111 小 御 壯 為 謙 被 却 不才にて無御 精和 以則 修川切 尤 III 活液なる 健 3 り徳を 常省子は -思 後 御 餘 に体學ばれしなる 難 15 來 指 務 場有 候。 質 失ひ政 被 0 るな以てこう **光**生 愈才 害を を才さ心 に立徳 战 妙用 國 之ごも處此 与是 間 殊= 心 1 门建 1/1 後 なれば、本 元思 貴家累葉之題 大 し候っ 水 0) 遊しより外 八小異なれ 强 に附載 L 紀 85 科 終 綱 召 より 米で 德 然れ 明年 候 (-12 45 [6] イバて 庭 る也っ」さ 11 12 Jr. H 我 [1] ごも道 () ささ 多 心 機 仲實方に你育せら III 學用 之義は無 邶 も才な 知 1/1 37. 道 身 御 11: 狗尾は書 小 Th 德 6. 加 0) 之差 相 1 利 擾 す 成 U) 1) 續 It に陥 O) 1: 3 功 115 2 别 之公 n かる 夫 凡 Hi ri 候間 は 心 b 切 n 1) 12 無 命 かけ 無用 -1-道 質 にて --を被 沙 かっと T に候 之候 僅 11/6 候の 究竟 0) 失い は、 愈细 0) 阿豹 道 水水 314 得 1 は 今時 者德 備 國 10 ri, III 2 (1) 候 篙あるのみ。 的可 人 雏 守 家 削 13 曲 -K は 成 立 b U) 御 ゆき亡兄仲 K 德 處 幸 小 18 さ心 5 大 任 北 130 利 1-れ當 は 2 州足 3 愼

不

3

利

HAC

德

よ

t)

生ずる

1

13

天

177.

(1)

最以なる

故

(=

應

111

接物

皆天理

1)

流

15

なれば

13

的

ME

1/1

して

能

1/1

311

to

1. 獨 Ti

mi

R

知

Ih

夫

斷

75

Ut

n

ば

人

欲

0)

私

克

化

天

理

1

復す。

かっ

n

ば

心

常

1

存

大公な

30

然

る

故

1

物

なりの 作 にたと 於天上面 1 01 秀で 紀料 L 是 IF. 1 んに、 : 5. 上よ 13 沈魯國子 この て氣 3 のことを外 分 1) LX 信 り政 1-1-例 仙山 湿 T 30 1-得 13 10 大學 L 书 小節 11: たる才は 何 0) 73 11/1 别 手 內節 程 1 まかい すぐ Ifii 足 ることを喜たまふに强や知恵や聞識を 12 所作 服 斷 さるる 1-人分無他 道 中的 n B to T 0 (T) ~ 害 あ 82 3 働 6 8 かし L 位 氣 然時 70 己をそこ 技 しく 得 こく 1 之心 属し 12 かし 所作 人民 3 休 12 なふも 劒 々焉 ころか の利まだ 其 術 者 0) 1-事 0 良臣 なり、 るは 德 は 對 化し其 Ù なく、 0 國 を以てせずし 妙用 T 氣 0 徳より 政 は 1-害於之事で 子 分分の 屬し 臨機 本 所 孫を 然の 作 生 應 た 0) 保ち ずる才 オとの 秀 3 続 7 由 た 節 才 黎民 一風 B る 1 な 好 50 肢 は カジ 中 0 も亦 h 給 移り俗易治 理 膚をし 却 に當 而 D 勝 D 7 利を蒙る 0 害 3 負 0 是に は ば b 1-0) 意念意 T な 德 らく 心 45 實 h 0 經濟 用 才 必 稱し 効を得 技 和 負 な 必 50 0) 3 道 私 0 3 な

沙种

C,

15

~

O) からからは 7 11 御 候 5 (= 0) [1]] とは幸 1 務繁候 征 貴境 學問 Mai 圳 FAL illi 12 11: 1 to HH 無之は不幸 n 說話 道 す は lik. Jj 3 境 書 心 地 は 3 12 候 洪 さな 歎數 0) 悉 無 18 h 本 坳 心 學 山 御 御 樂 b 一外 義 完 4 0) 1: 被 なが 0) -1: 無大小 義 歪 地 n 經 候へごも 3 成 公の 8 傳 2 5 無之山 ri 候 樂 人 8 な ---事 精 己の 本 看 K 多 h 3 粗 熟する 固 躰 求 . 為仁 順 有 修 1= 明 3 成 何國 志 行 2 善 逆 0 かっ 由己而 事 3 也 1-0 進 8 ね憂 書物 き自 德 境 1 7 お 同然之事と L は 修 1 0 及敷思召 かず 7 ては 私 業 由 氣 不 七 き道 沙涉只 1 上 0 人哉之聖謨 情 自 0 事 强 候 自 樂 理 聞 0 利 3 7 由 樂 歎 ずき見解 回 1 ح ~ 己心身上 一成候。 何とぞ心 3 申 7 陷 ~ きに 候。 樂を 1 b を躰認 南 高 求 若這 世上 る 0 3 z 3 樂を被得 長 一分め あら 就 きは して郭然 □讀音を すい 箇 にひ 得は、 7 さる、 ずつ る 0 當 虚 避る 0 志 か F 高 五 立 書 n 强 候 致 叉七 得 0) 候 多 御 良 而 馬地 て玩 惱 は 志 看 者 知 憂 7 情 まね 荒 で 3 益 0 3 老 1 物 は 暇 2 3 功 3 佛 外 カジ 候 な 思 0 同 夫 誤 73 n 類 志 3 召 は 初 b 入、 3 す 實 3 h 0) 候 な ずつ 卑 1 集 30 3 同 E 8 とき 7 3 會 意 思 無 同 世上 放 真 8 召 0) 間 事 は 1-0 候

無 良 72 VE 間 は 0) 無之、 3 30 水 斷 感 私 知 5 色念 應し、 10 11 此 0) 1 **以** 11: 妆 照す 以 まだし 72 不 4HE 1-から 本 T 2 0) 本心 内 0 所 心 TE V 心行 41 樂 t 外 74 小出 73 jikj n 1= 750 U) こち 0 3 求 TI 恢 h 1) 女子 1 3 質 FI 75 な 面加 i, 色 和 35 外 かい 時 6 7 す -\$ 通 2 1-は 人 3 to は 儿 h から 徹 1 水 -0 20 12 -L -具 75 --T 水 情背 此 2 2 绒 是 (6) t 樂 人 AIR する 1-あ 2 4 1: お 14前 -5 全 1-U) U) お n 1 3 价 完 U 共 京允 31 Lo バ忽克化 和 75 -5 過 T 1,1 T ブッ は 動 カン 能 共 角华 Y: 岩 不 10 1 151: 6 及 思 知 11] 外 T (1) 15-制 如 すっさ 時 THE 10 か 20 記げ -5 欲 -5 此 所 不 3 撑 11 75 淌 13 75 な 行 み、 得 功 1) (1) 雕 5 不 n J 似 せ 1: 夫 道 没 ば L は 氣上 ば 川道 は 此 1: すす 7: 凡 竹, りつ 75 な お 應 何 欲 徹 73 德 3 1-1 0 他 0 庇 14: 4 意 --5 孙 天 14: 惱 47 5 終 0) 11 かい 外物 して安 뱇 ば 退天 11 道 1--1: か 6 0) 不 8 1 本 ŁIJ 加 38 不 間 お りつ 及 俞 か 7; 0) 心 118 防 何 1 i 0) 6 持統 0) -3 7 不 ぐことも 0) 清 ば Ni: 開 心 は 樂 かっ 氣 11) をなる 绒 6 J. な 1= かい 72 1-37. -質 格 1-U) 動 3 1, なく 動 物 1-戊 不 1 \$2 A 1: い 思 1-慎 12 時 0) 旧名 心 かっ b 效力 な 弘 此 不 は 3 4 巡 から n 去 摆 1) 開 小持 情 i) 英 12 元 欲 欲 h. (1) 1) 料 から . . 0) 動 LIJ 13 省 T , (1) 10 累 身本 1.5 Y 1-IF. U) t) 1 居 崩 TP 通 路 1-常 1-求 T Y's 復 あ 1-J.L a) 411 難 1. -L 10 6 品 倾 3 3 6 人 2 7 , よ 情 借刊 猫 -3 Mi 三和 人欲 欲 h 0 ~ 不。 41: 3 功 8

謂 111: 浙 候 #11 被 故 恢 8 候 3 早 12: カン 間 IH ナご 1 祀 納 斷 付 19 全 誠 期 快 無 3 恢 舶 方能 3 敬 此 御 後 之義 得共 度致 放 3 幣 13 11 水 御 怠 又簡 恢 も意 恢條 Te 収 述 御 b 失 略之計 執 料 41 恐 被 す 惶 1 候 行 势 1: n 0 級 被 1 0) 末 御 息 1.1 出 野 版 すく 候 諺 能 夫 : 恢 念 版 X H n 13 候。 供 R Y: 浙市 U 3 大分減 北行 敷 綿 故 3 愈退 恢 なと 15 かっ 恢 修 2 少故 居之 Y: 0 0 思 寡妻並 元 竣 别 74 米 II. 願 尤 紙 候 如 内に 3 氣 思子義 小水 III 相 分に悩み 命 而當年 之敬 達 作 如 110 御 作 樣 (= 41 儿 12 有 系 图" 福 致 追 T 無 15 5.1 越不 儀 在 遠 候 之候 2 節 洲 U) 通 1/1 TI 1= for[ 候 531 1 は 恢 よ 3 ごち 中间 かっ h 米 無 州山 1-41: も 1 W. 氣 浙 1 五刀 わ 肌 能 寫 岩 載 6 守 格 是 11 難 入 8 番な (1) 恢 生 凌 11 FI! ¥: **住** Pilini I, J 2 30 1-膝 思 ---研 候 消消 助 存 等 召 越 3 義 候。 3 東 恢 III 111 は 愈 此 11 THE 比 挑 哉 红 H ショ 6 不 IIII 答 東 被 111

Ti.

月

-11-

H

## 御回答

間 3 心 h 懸候 野 作 人 TE. 137 揃 版 紙 候 故 111 1-入他 て前 3 冬何仕 なより部 恢 1 事も無之故好 候度少く 御 座 學の 候 間 人も有之候噂も承不」申候。此邊も學問 時 々來 至語申事 も御座候。 間散の境に有之候へごも は不及、申文學

(附記) 真蹟、愛媛縣喜多郡新谷町河內字十郎氏藏有。

浙城

に協

み默

12

として

幕候

までに

御

座候

0

附

# 花園會約

快が出る。 德 ば 1 T F 3 他 此 所 難 あ は なり。 C 纳 煖を 德 5 ill H 兵 わ [ii] 此 一善をなす、日を不」足ごするものは何事ぞや。良知 安じ より 75 0 1: 夫武 に我輩 4: > 敷電あつまれ を文 我 意 此 1: O) 生を容 马馬 備 H ごとく、 は 5 - TO 民を育 n 50 ば せば の家に生 また成別也。其罪豈一生而已矣、可、恐可、戒り。三難之時いかで默止すべきや。三難の一難の一類のみならんや(別) む事 是故に今諸子の會約致良知を以。宗さす。まことに得難き故に明にして慈愛あるは文德なり。明にして勇强なるはでもない。まなの心に有をないば守護の徳なくては不」可、叶。其德の心に有を 藝ূ 何之幸 n 耕 て武士の 耘 0) 力 ごとしつ 如之哉 名を得人なれ 文武を以て耕耘 ば、 の人心に 武 士 0) 事 0) ある、其職に居て 福を得にあた さして、 0 1-甚 昧 3 < 者 心に有を仁義さ言、一在(別) 心の 也。 生理を 夫文武 つてい き此生を得 其職に任ぜざるは皆不 武徳なり。 生 1-たづらに悠 長 德 養 は あ 難 自良別 良知 天 育 b 聞 下 聖 知 明 なさし 0) 南 なれ に耻 教 事業 りつ を

相 lè 够 日清旦に 偕 1-FKI 平 櫛 東を結 衣 服 整て 聖經賢傳を熟讀すべし。 文才拙きものは、 或は孝經四書の經文を讀、

常

省

北

11:

文

集

續

編

主

130 illi 3× 解 培印 nIF. 0) 三盆 を求 て心を ------5-1: にな 1F. るこさな

食後 射を m 也 Fil 此 3: Si - 1. 12 冶 時 4 過一 0) 计 後 介出 戈 太 10 刀等 11: U) 儀 To 33 2 15 1 馬 銀 炮は 相 輔 人 ( -敢 7 T 尔心 h 時 殺 よ 氣を かて 挟こ 難習 L'A か 3 かっ n ば

井 敷 11 文 山 之對 術 1-於 3 -11: 便 15 かう 6 す 0 時 をない。以以れ で是を習る。智 0,31 0~

禮 樂 は -1-处 0) 尤 币 3 坳 ナン 1 禮 13 心 0 敬 30 胍 1 樂 は 心 (1) 和 To 0) .6 ~ すこ. りつ क्रिं स्टब्स 11 らんと 531] 欲 3 人 は 先 此 心

皷 せむ。 故 1-71 子は其身をはなれ 0-3-

20

75-

楽を早

北川

能

人

8

若

敬

和

0

德

あ

5

ば

At.

郁

1-

411F.

外

0)

心

20

行

2

H

12

4IIE

T 120 禮 用 儉 A 約 用 TP 缺 典 1 3 15 す カン 5 ~ し す。 0 若 困窮 发に 30 お 恤 3 み 下别 T 儉 R 約 30 か 救 41. す 分 h 限 ば 或 應じ 十九 那門 7 りた 大く 酸人か が、別かく の、 家居飲 用 ĮΨ 或 食 13 衣 軍 服 用 器白 物人们 Tp 藤女子 か別の 私 近 H は 1-悲 於

0 利 濟 0 73 3 人 73 る ~ # 俗 其: 耻 1-あ 6 3 3 20 耻 T 址 心 口。 能 顧 T 惑 U を 辨 2 ~ 10

朋友

0)

交

1

我

祖

有

7

1

1-

L

T

智

毕

しく

氣

を以

たく T 交 然之。 は F 流 況哉 0) 凡 姪 敬 俗 行 15 0 to p 0 他 相 和 風 1 之 は 林 必 是 す im. 非 心 +11-問 自 1-H 虚 0 て見れ ま) 11 盆 は 敢 得 は T を本 心 口 0) とす。 學 置 なれ 211 73 威 < 儀 其 念 な 0 して 記龙 知 To 言 蓝 す 計 ~ し 色欲 争心 汗 0) 雜 談

4/11 朋友 U) 念 交 验 外 75 時 は 心 な 外 7F 0) R 并 知 木 か 骑 多 眛 相 救 [17] Ch 胞 其: (1) 親 爱 3 を亡 相 助 7 燈 坳 11,1 我 11 0) 私 意 提撕 蔽 は \$2 野す 便 利 1-15 ひ カコ 3 1 11 13 か 礼 0

切 夫 是を 磋す 朋 度 知 勸 0) 3 爱 む 交 0) 心敬 過 水 13 か 12 万物 時 規 18 #: 1 以 を以 N. 6, ず。 70 初 2x 躰 徙 30 どすっ 1-11 1) 11: 近 非 TI 論 我手 Te U) 辨 2 親 を 足傷時 3 から なささ どすっ 8 共 は 是 n. 是 30 3) を治 やまち 爭 談 3. る 論 8 稍 心 义 18 不 215 [1] 見 愈仁 pt 志 T 4 規 切 至 あ 6X -3 C, 6 --4 ば心 2. なく 3 n 始 ば を虚 願 善を 不息。人の 1-1-非 知 T ·j. T 2 0 勸 心 是 7 3 かっ 14 加 3 6 規 を 焼す 反 4 和 同 よ を 志 以 相 常

省

先生

文

集

續

終

なく自心に耻て念上に格去すべし。 人に向ふて蓋藏して外を慎むはたとへ 忠告て善導くの意案をめぐらすべしる ば病 過を聞人も良樂口に苦を不服して病に利ある事を樂むべ 者の醫師に あふて其病症をかくすが如し。心事光明に して內外 過を規、

閱讀去而實不何其病症鞭勉其退托右會約今時花園之諸學士對症之藥 方 之 常服 氣,則, 終\_ 食之時 一放揭出其 無為 而廢了於志。吾黨 生。若 等

(本州末尾補遺並補正、前田久彌宛書狀参照。(藤陰)]



らる 八氏 は 大字宮野深 名を列 喜 3 となりし 後に同 編者嘗 4 0) U) 0) > 記 申品 F りつ 一臓す に重 推 郷饗庭巳蔵氏の有となれり。 せるらの 18 て隣色遊 見 見 定することを得 不幸 また近邑新 襲せら ili 12 るどころとなれ 滅氏 · 1) 大正 な 賀 りつ 先生 れて、 0) 縣 所 十五 有に係 此の 儀村大字藁園古物商上原某を訪 0) 片影 たり。 年 筆 郡 50 幅 安曇村 四月同寺 蹟 後に同 を止 3 に酷 惜し 藤樹 次い 似すれ 大字西 む 以上四 い哉。 炎上の るに過ぎず。 で惺 先生真蹟 郡 青柳村 ごも首背 軒 万木 節 今や散 種の断片によりて從來門弟子詩文集なるもの 間 大字 潮 來 ど題する 烏有に歸 博士 迎 寺 逸 1 上小川玉 より京 難き して傳はらず。 住 ひ屏風 軸 したり。 職 點 物 某 を見 都 少 林寺住 0) に貼 カコ 所 市 大正 5 有 寺 72 90 ず。且 職 に係 布 西 唯僅 亮 せる一番を見た 四 河 る傳 吉氏 此 合戒觀 年一月編者 つ谷川 かに藤樹先生眞蹟 0) 軸 藤 0) 藏 後 師の 樹 寅·中 先生 幅 1ip 珍藏するどころ わ また隣邑水 50 真蹟 筆 カジ 川 寫 鄉 ※ 等 門 此 中 う存 L の屛風 江 2 7 題す 尾村 する 在 寄 下 せ せ

洪 岩 ずつ 本等 の他多く 本書 は 散 前 111: 揭門 1,1 に知られ 4 3 弟 3 子詩 0) たるもの、 to 文 收錄 集 0 斷片 L 以て 叉は岡 と推定すべき資料 間接 山先生示教錄 1 斯學研 究 に加 並 0 岡山先生書翰等成書に屬するものは之を採 資に供せんとす。 à る に 諸家に藏するところ 唯 集義 和 害並集義外 0 軸物 並 に古

水書收むるところ は斷片的にして資料極 めて少けれごも、 寛永十六年より正保元年に至る門 F 詠

學の詩を含み、熊澤二(蕃山)、中川熊(謙叔)、岡田猪(仲實)、小川仙・谷川寅・加世氏等門下有數の士 a) りつ ごも既 能く讀む者之を玩索すれば、 に世間に流布せるものは之を採らず。 得るごころ鮮少ならざるべし。今題して門弟子詩文集となした

て當時門下の修學振 本書 は古字略字等頗る多く、 を窺ふの一助ともなるべきものあらん。 讀下また容易ならず。今傍記を施して、原本の体裁を存す。また以

n

本書 || は各項の末尾に資料の出處並に所有者の住所氏名を明 示 かせりつ

てもとありしものこの區別 原本標目なきものは 必要 を明かにしたり。 (= 應じて新に之を加へたり。 而して編者の加へたるものは、( )を附し

# 昭和三年十二月一日

小 川 喜 代 藏 謹 訊

「制泉益田家に傳來したる中川謙叔作己丑元且敬慕詩並序、及び愛經縣立大洲高等女學校教諭近藤倩氏所報に係る「藤樹先生書簡」に 載せたる門人の詩並に小川仙及び覺の國字牘數篇を本册末尾再刊追錄中に登載す。 (藤陰)

### Ph 弟 子 文 集

### 詩

### 小 ]]] 仙 再 拜 灌 答 斷 片

湖前文天 Ti Tis 輔 天 道 仁 之 之 济 徐。不 至 乎。觀 訓龙 勝 以 旭辽 127 足 2 悦 初記 功 2 歪 亦 情。小 德 不可 要 111 道 一勝 之 仙 計。苦 再 本 原。 拜 -}-謹 予 庶 答。 亦 幾 本語 勿 玩 子於火 心心 於 章 旺 句 之 之 時。觀 末 惟 天 旹 經 季 秋。 地 義 金 之 氣 本 慓 然。 例 推 草 而 木 知 黄 之。 落。

清 水 物 卯己 月卯 建

共

中 江  $\equiv$ 

理 遊清 和 水 内 物 子持敬 前 世 外認之和 人 笑真 缺 猿 歌 哉 假 饒 有意設 施黑 子。 熟岩 俗 赤 儒 取 遺 埃。

羽 長

竹 14: 艮 天 城 神 11)] 無 狐 微。 敬 之 雖 不 肾 聖 道 蹈 仁 歸

江 =

中

天 命 太 嚴 版 115 ME 發 動 微。 毫 7 里 誤。 何 日

厥

初

歸

和

韻

[11] 事 -5. 詩 文 113

### 庚 辰 鶏 日 詩 业 序

辰 Y: 受上 2 劉 11 情 Tit 1/2 宅 谷 -30 íi) illi 头 級公司 得 侍 ii.j 於 窟 .... 船 di F 以 先 寫 4: 青豐 省 一川 裕 之 講 能 -----2 助 云 末 思 脚 雖 不 敏 们 略 打 斯 il. Tier 灾 [1]] 声 浴 IIIi 汇

亦 44 長

光 哉 百 木 验 生 辰 柳 絲 花 紅 自 得 本 万 物 POP. This. 不 如 物 惕 外 惠 懼 欲 ill] 仙

失 題 詩

谷 111 左

格 致 诚 脩 德 H 親 赤 31: 心 鉈 照天 河。 出 和 氣 程 11)] 道 相见 版 儒 lilli 有 脚 标

以 上被質點高 島郡 青柳村 大字上小川中江八十八氏藏

(附記) 本全集卷之二詩第二頁丙 子歲且之計學照。

空 已之春 鷄 H 詩 並 序

一件 我 科 雅 illi 1/2 之 得 篇 侍 旅 未 华 村村 IIII 先 **逢辛** 4: 1/4 E 之 西 赤 心 鷄 1 末 11 id IIII 追 只 之 他 火 天 賞 名は人 野 拙 計 III 以 无 庶 H 幾 新 躰 之 一门心 征 之 المار 万 大 La L 之 烟 [1]] 一時 已 終 篇 IIII 論

未發 。□是 谷 徒 逢 Ш 本 道

尾

張

東

Se.

天

F

物

皆

新

寒

1/3

氷

观

L

得

仁

称

深

有震

應笑戏

德

香

和

均

H

金

惟

站

进

### 和 均 並 序

-1: 作 惟 深 il.F 日等 11: 馆 11 假是 水 行 篤 11.5 1-有 ith 江 八 Fil III [31] 华 之 威 心 益 以 次 友 ·F 為 Til T 巴 机 故 = 知 予 躰 元 2 叨 部市 是 唐 之 嘿 其 事 軒 佳 門 作 矣 之 下 所 謂 之 均 。此語 礎 行 子 以 有 作 庶 餘 詩 幾 71 則 以 希 賢 以 供 學 試 勵 志 文 觚 之 之 之 意 事 也 也 助 云 谷 尊 師 Ш 之 惟 門 直 非 甫 學 方

I 午 之 春 元 日 詩 並 序 歌 和

y1

伏

1/3

がら

邸。

一位

本、

事制

迎錄己

-II:

儿

H.

敬意詩並序

参照

君

克

III

·川河湖

學

日

新

威

棣

棣

輔

语

朝

來

相

証

栾舄

**空** 

話

桃

李

不言

惣

是

春

中

Ш

熊

。汉儀

。目即。穷尊 والأه 题 序 1 1-跳 以 小 子 不 敏 。死猶 。早得 -。春祭 m •迁遊 方 門 焉 TITI 逢 王 午 之 春 元 且 言試 同 毫 人?) 之 次 級 絕 旬 野 歌。

1世 [ii] 志 2 • 44 °达達笑 云 倒有

培 根 用茶 村 枝 乔 Fi. 儕 因 本 真 青 日 微 風 惻 。倪隱 象 便 惟 滿 地 滿 天

網行 0 E してけ 路 11 もろこしも 2 茂 於 おなじ心 奈 之 0 心 春 農 か 400 春 なほひ 加 世 さしほの 耳 那 遠 藤 樹 飛 0 士 63 ろか 志 なっ 保 〈紫水 能 藤 樹 濃 以 路 加 奈。

T: 午 2 春 詩 序 斷 片

> 作 者 未 詳

===

弟 -5inj. 文 集

[17]

Hi 从從 州门 di F 沈 生: 行 SE -j-此 思 學 化 雖 日 新。不 令師"(以下門) 於 反三陽放 共 文章 · 犹未能突介引記 於性 与天 道乎。

迮 T. 4: 19 作 国 11 旭义 シャイス 市上 絕 以 HE 一般

以 上波賀縣 高島 郡 青柳 F-1 11 ]]] H 林 : //j: 住 職河 合成觀 即舊就

## 失 題

清 水 士

冬 往 本 來 如 115 幺」。 生. 七 ---又 幾 年。 自 一路 心 有萬 灭 終 沈定 誉 12 X 倒 懸

失 題 詩

加 世 五.

古 來 TIN. 驗 如 11)] 館 刑品 Y. 禍 淫 天 道 113 惭 旭 哲. 1 不具 起。 寒 梅 雪 但 绥 113

### 了 父憂て 凹 元 日 詩 並 序)

得 甲 illi 巴 申 不 E.I 之 IIII 其 欲 夏 丁文 旗 雅 16 心 愛。前 较 驰 2 .成 誠 此 北 普 深 III 义 ini 作 花 平 非 从 人 12 2 轉 學記 切 情 於 北 是 魚羊 以 かな 雖 H 行 公 地 心态于 嗟 IL 懼 ivk 不 暎 年 能 於 之 自 絕 學。加 "泛 何 因 聊 因 述 循 國 illi 逢 惊 俗 2 云 不可違 14 195 之元 illi 不 除 日 服 市中

岡 田 猪

良 知 华 义 4 只 爱 Hi. 備 不能 點 茶 排 酒 父 何 在 出 剉 柏 祀 信 17 作。

聞

說

、以上京都市上京區 11 111 近條 1: 心寺西亮吉氏磁幅文學博士高瀬武次那 氏報)

0

(失 題 詩 並序) 斷片

阿的女 作之 斧 車下 īF. 渠 [ii] 1: 此 節 稱 嘆 iiii 思 齊 馬 是 以 予 忘 愚 験。而 塵 高局 韻 说 庶-幾 赤 成 羽 美 之 長 万 一一公爾。 再 拜

今事,時 盆 知 贞。 受用 省 經 更 絕 倫 宜 矣 須 臾 不忘 孝。 敬 心 純

公

(失題詩)

江三

中

左

右

逢

神。

禍沿 福遊 命 無終。 IE 變 難 知 眼 疾 帅 必 以 吉 凶 一勿論 德。 大 賢 顏 子

和韻

中川熊

簟

窮。

顶 깿 1.1 凶 雖行變。 盆 遷、善 心 朝 帅。 聊 將 產 聞 高君 說。 賢 哲 恬 然 亦 固 窮。

(詩序) 断片

(同人?)

先 生 谜 見思門 於 潮信於 其 楮 尾 筆踏 子 和 先 生 試 翰 高 韻 之 詩。因 岭 咏 之 語 麗 理 確。 愈 讀 愈 喜。存。

(以上滋賀縣高島郡新騰村大字藁園饗庭巳滅氏藏)

門弟子詩文集

未之

春

鷄

日

詩

並

序

Æ.

-20

情相哭介無,雕意。

以 小 仮 各言其 筠有志于 志。予 亦不得已 心 學。王 午 腻 之不 野 計 末 拜訓 絕 於 一 先 賢 生: 2 III 受業 志以 計 時 逃 约 癸 師 之 未 之 慈 厅者 非 鷄 門就 也 伏 仁慈 觚 之 次。问 厅。 1: 岩 既 計

齊 藤 亥 淵 草

相 期 平 日 聖 人堂。 點 FILE 11)] 學 脈 117 美 且 堪 慚 梅菜色。 百花 頭上 發 清 香。

八邊賀縣高鳥郡青柳村大字上小川淵田岩次郎氏蔵幅

敬低。尊韵。

能澤二平拜

侍 一件 路 鄉 逢 此 赤。 然 先 是 稱天 民。 誰 知 格 致 詩三百。 象得 天 Ш 111 世

(岡田季誠末裔京都市衣笠殿町岡田元誠氏嚴幅)

(附記) 本全集卷之二第十五頁甲申歳且の詩参照

加世氏

志學 41: 來 幾 介赤。 生: 生 至 道 不 安 联。 梅 花 卻 從 菜 風 一發。 仁 意 孤 囚 售 33 巡

、滋賀縣高島郡大港町大字勝野原田知近氏蔵、藤樹先生遺稿抄」)

語錄

失

題

熊澤了介

利 林 11 .Ii. 京 11-1.18 之中 16 711 4.19 5,5 1: 道 •---ing 龙 虚 之 好 交 乔 心不 一姓 如 迎客來不送客 斯 間談 1111 已 一雜刻 古 今。靜玩 腥 去。街 膻 周 Ш 水。不 EF: 旋 布 無間。坐 置 言記是 俯 训 非。不論 列 奔 無 序 趨 官 揖 眞 事。行 讓 率 拜 寫 跪。內 立 約 坐 簡 非 臥 素 100 真 爲具。有酒 誠 形 外 適 意 徒 冷心談 矯 且 偽。 酉 家 無 關 風。 酒

松下氏傳來滋賀縣高島郡本庄村大字藤江早藤友三氏藏額面)

唯木尾に「誠矯之間失外徒二字」の九字あり。今取つて補ふ。(紫水)

中 村子 阳 一對 之 文。

(附記)

底稿さしたる真蹟には誠矯の間外徒の二字なし。

告反

相

配

此

世

俗

交。吾

斯

屏

棄。

J

介

花

押

游 北 评 P 自 反愼 獨。 做 仙成一愣。

新し元來四字か以て一幅でせるもの三幅ありしならん。(紫水)

河 刊 補 遺

(附記

②末門刊追錄中に門人十二人計十九首の詩を載す。(藤陰)

## 作

人 二个间

謙叔 中 JII 權 左 衞 門

正文は熈部博士古稀視賀記念論文集中描稿「全人論に就いて」参照。(藤陰)

(附配)

["] 弟子詩 文 集 終

[11] 第 子 文 集

七



解題 一、本卷は藤樹先生に關する諸家の詩文を輯錄して、以て追慕の趾 を明かにし、 先生の傳記

と相俟つて、世道人心に及ぼせる影響の一端を窺ふの資に供せんとす。

、本卷は全篇を序・跋・書・題・記・碑文・祝文・祝詞・書翰・語録・詩・賛・頌詞・和歌・今樣歌・俳句・琵琶 歌・雑等に分ち、略、年代的に之を配列したり。 遺著の編纂又は刊行に關する序文は、特に藤樹學の

發展を見るに便なるもの多きを以て繁を厭はず之を掲げた 50

、本卷は三輪執齊・大鹽中齋・佐藤一齋・春日潛菴等、各時代に於ける日本陽明學を代表すべき大家は 言ふに及ばず、尾藤二洲・古賀精里・龜田鵬齋・廣瀨淡窓・賴杏坪等、錚々たる異流學者の手に成りし のをも含みたり。

、異流學者の文章中に在りては、往々先生の思想識見について批難するものなきにあらず。 侵 語りて除りありといふべきなり。 て正鵠となし敢て怪しまざりし時代に於て、その中心人物たる學者が、たとひその思想に於て讓ら ざるところありたりとするも、 思想より起り來れ るものにして、實に已むを得ざるなり。 いづれもその徳行に敬服せるものあるに至りては愈々先生の大を物 然れざも翻つて思ふにかっる思想を以 是れ學

を附してもどあ 原本標目なきもの りしものさの は必要に應じて新に之を加へたり。而して編者の加へたるものは() in in 別を明 かにしたり。

あるものは多くは原本に從ひたれざも末尾に附せるものにして之を最初に移したるものなき

462

あらず。是れ體裁統一上已むここを得ざるに出でた

、原本句讀·訓 點あるものは之に從ひ、また足らざるを補ふ。 無きものは新に之を附す。

本卷は各條の終りに()を附して原本を明示し異蹟または珍本に至りては、 その所在を明かにし

たりつ

、必要ありご認めたるものは、各條の終に編者の私見を加へて、讀者の参考に 供 した

上原

、本卷載するどころの和歌題詠藤三十首は明治四 膝真一外五氏等相 部を輯録することは到底 罪免る能はざれざも亦實に已むことを得ざるに出づ。伏して寬恕を乞ふ。 議りて獻詠せる和歌集 なし能はざることなるを以て、編者の私意によりて之を採擇したり。 より探りたり。 十一年九月遊賀縣商島部 此の歌 集二百七十九首を含めざも今その全 清風 何 な員 信順、早

、本卷引用せる陽回學に關する雜誌に二種あ にして陽明學で 題し、 一は東國 石崎門之允氏 の主筆 り。一は本會 にして陽明と題せり。 顧問正堂東敬治翁の經營せられ たる 80

0

、同じく引用原本中編 故横田耕次郎氏所藏の古記録に依りたるものなり。 | 者稿「藤樹先生景慕録」中より抄出せる詩文は、主ごして近郷大溝町大字勝野

然れごも編者の寡聞なる尚 本卷載する外先生に闘する詩文尚多しといへざも、 有力なる資料の逸せられたるもの 今はその適當で認むるものゝみを掲げた あらんことを恐る。伏して識者の是正

を請 30

旧召 和四年一月一日

小 ]]] 17 16 減 謹

# 藤樹先生全集 卷之四十八

## 京 慕 詩 文 集

#### 序

## 藤樹先生文集序

夫 -L7] MI 元 13 知 以 2 尤 4: 格 征 ifi 學 法 11 打 Ifri 115 AK 為 此 也 20 33 以 道 庶 形 幾 入 夫 樂 -11 示 得 後 子 匮 无 生 學 老 11: 大 来 不 裏 红 同 用 與 志 集 之 得 之 間 子 外 明 以 有 IE 生 德 因 分五 先 作 格 生 法 灵 卷 文 沒 照 則 最 角星 世 其 伙 有 之 道 北 因 編 後 切 氣 語 春 答 次 雖 迫 習 正 年 逶 之 問 不 學 能 昏 次 江 之 草 膚 至 蔽 差 稿 才 田 廣 Thi 多 略 田 然 大 不 而 之 敬 落 聞 能 學 序。 已 散 藤 昭 然 樹 唯 四 明 之 書 方 吾 或 集 學 而 藤 岡 田 以 鮮 里 脉 樹 季誠 與 知 喜 先 端 編 同 者 而 生 或 藤樹先生全書し 志讀 予 不 者 泥 寐 憂 格 尊 之。思 之 取 信 法 朱 以 著 王 著 术 子子

## 心學文集序體學

尺 文 校 精谱 平 人 也 某 称 -le 持 业 34 1: 以 學 漢 稿 傳 15-政 編 遠 以 教 來 若 经 Mi 調 1-1 無 字 盖 子 者 学 日 学 願 何 以 言 吾 存 子 焉 皆 名 若 致 之 序 無 戒 之 言 之 者 則 端 見 何 之 以 而 敎 已 近 矣 世 焉 之 雖 予 然 題 名 弄 號 儒 字。心儒中 巧。學 學 學 然 言 。文 儒 二 則。集雜氏 背序之 害 自 常 理 喪 代 談 結 道 且 亦 繩 詩 成 歌

景蘇詩文集(序)

性 p 不 DX. 不 雖 1/1 此 小 故 -----Ti 71 篤 到 TI 為 老 不 不 足 女子 哉 博 当 完 水 元 派 形 43 年. 谷 只 赤 E 泛 月 暖 -1-Fil 嗟 H IJ 灭 IC 法 次 AHE. 射 文 滌 不 電 His 於 F-II. 湖 都 卷 歪 打 愚 何 130 盆 乎. 企 修

庸 解 叙

亦古錯我夫 焉 亂 膝 本 學 illi 儘 樹 知 庸 先 先 不 夥 生從 生書 Hi 朱 Wi 有 老 水 微 與 所 孔 意 III PH 未 先 不 = 课 授 TE 生 之 严 於 於 於 同 心 弘安. 书 志 也 心 哉 旣 能推 作 法 Mig 詳 較 倭 IIII 辨 呼 illi 字 學 之 儻 改 解 者 知 pil IE 體 者 先 且 與 道 生 帝 冠 Hil 之 馬 於 德 學 其 2 7 IIII 循 此 省 欲 给 者 解 以 易 鍵 大 或 大 通 111 有 學 學 THE PARTY 程 取 JE 考 朱 也 馬 於 11 11 事 IE 附 書 夫 保 修 剞 里 子 戊 之 劂 所 表 傳 申 氏 章 於 = 中 廣 行 书 之 月 庸 共 定 西 傳 部 水 論 齊 也 於 美 說 書 第 大 文 詳 學 誤 盐 主 字矣

享 保 重 一改刻學 盾解並考

#### 鄕 黨 翼 傳 序

子 内 魚從鄉 也 越 之 城 之 從 於 名 時 保 濡 事 加 氮 達 如 其 滯 安 Ifii 父 傳 於 時 往 將 身 讀 適 者 天 定 111 不 北 豫 藤 Hi 省 化 足 傅 ונו 樹 下 IIII 故 灰 先 不 B 於 至 或 為 矣 74 母 樹 洪 生 盖 方 堂 欲 為 成 H 註 之 靜 德 非 ir. 斯 西 學 居 並 IIII 11 解 或 逆 之 士 于 風 敏 也 以 師 兆 鄉 不 IIII 藤 並 範 往 黨 此 好樹 11: 不 九 於 小 子學 先 答 HI. 本 問 生 川 欲 TE 之 於 者 F 111 各 獨 楊 之 草 T 敷 业 45 IIII 學 微 僻 廬 親 行 山 11: 4 塊 不 鄉 如 小 隅 III 孝 待 思 神 道 III 以 親 經 畑 於 溉 IIII 清 来 待 產 胸 E 指 間 茅 其 論 光 復 翻 氏 之 並 反 心 通 旅 中 拱 與 學 或 於 Ilis + 江 其 竹 於 市中 悔 有 名 合 小店 俳 進 旅 明 八 原 抱 谷 也 樹 光 昨 年 字 IIII 隨 F 稱 后 不 於 非 于 其 应 與 之 TI. 此 與 14 其 發 草 分 海 去 矣 右 答 2 退 廬 無 偶 築 或 也 或 所 717 伙 FI 如 進 島市 幼 與 越 不 其 月 通 得 稚 孝江阜而 或 潔 或

元

禄

年

版心學文集

寓 Hi. 迹 人 红 雖 E 何 雖 业 無 經 学 地 於 亦 告 之 以之 聖 迹 H 體 HE. 先 It. 贬 此 f 之 但 俗 行 記印 體 及 IIII 1= 哉 心 先 前 建 威 不之 淪 學 四 貢 狀 於 俗 認生 至 玩 11 零 之 無 學 時 其 索 嘗 道德儀 能 為 說 玩 膝 免 型 無 壤 賢 言 中 馬 欠 行 不 索曰 衣 樹 志 之 孔 服 術 懸 不 寫 須經 膠 君 1L 放先 扣 門 迹 子 氏書者孝飲柱矣 143 百 通 教 求 求有 諸 之 程 物 于 育 諸 之 心心心 之 廣今捨佛食 大 心 生疾 此分此忠是 弊 概 辨 子 生 無 焉 子 所 心 心有 稱病 如 予日 焉 言 夫 親 融 融 平 不 迹 傳別翼信乃也 藤 m 又經 之 貴 躍境 欲 鄉 天 子 切 會 會 有 不 習 樹 之 之 本無如遇日者 啓 黨 何 教 嘗 玄 也 先 講 童 言 況 妙 蓋 妙 註別於之夫 妙 詰 生 易 日 哉 稚 篇 其 吾 所 矣 為事章序孝性 正 而 而 焉 上之句做始之 之 謂 講 分 餘 無 宇 泥 竊 夫 書 年 IIII H 註 蒙 子 乎 明 行 宙 鄕 格 按 院 卷可之孝於 明 巫 做外經事 故 書 抑 子 而 第 黨 此其 戌 解 法 不年 天 出 典 謂 分 嗚者 親 子 日 不 迹 萬 破 之 別 貢 與 中 世 予 篇 要 壞 證別呼也 付 11 之 之 欲 大 者 學初 箇 為路儻此 於 心 或 而 於 文 事師 迹 聖 無  $\equiv$ 典 記 泥 憤學 浹 存時 說 學 子 可好先君範 人 言 也 者 仁 君 於 慶 治 未 圖 指 者 石欲走俗儒 終矣 分 子 雖 寫 義 子 今 知 安 育 不 別解 是 然 照 示 貢 馬 於分 禮 文 兀 惟通止而所立别 之 學 心日 無 古 約 日 丘 智 字 信 年 而 讀於志 身心 迹 鄉 言 子 也 今 妙 之 術者 先八 未 之 此 矣 于發此 迹 說 黨 患 手 名 如 之 生月 在 也至 也 之 心 叙予善心明篇 不 聖 無 描 徒或 所 學 本 Iffi 學 生於 篇 畫 術十 之學也先 不 五 語 明 言 務 生 焉 輩 五 說 字 天 小 鄉 解 聖 解 正也 然 子 黨 故 經已 窮 無 不 翼的欲哉鄉則 人 稱 日 之 之 學 江葬 經 言 何 傳時行妙黨 尊 能 上曉 之 之 篇 者 容 文 幅 脫 曉 西小 中至哉次 信 述 焉 之 凡 文義 之德依舉 法 聖 心 不 貌 小川 m 雖 滅舟要此宗 篤 而 象 學 子 欛 通 辭 塵 義則 川邑 生 不 是而於 故楫道解廟受 所藤與曰柄于色

悲

樹

朝

用以

天

也

聖以

100

已

IE

講北

(京都帝國大學圖書館藏有寬保二年版論語鄉黨翼傳

## 藤樹先生年譜序

焉 序 欲 會窮也 人際 定 道教 死 周 雅於 其 萬 玉底 -117 北 分 也 地 14 徐 彬 治 日 HII 共 人攻 15.70 是 Miri 松化 H mi. 藤 五理 歷 除 一 流 14: 常 方 幾 THE 呼 樹 過 邦十 派 矣 光 内 践 印 日軸情 洛 :11: 惜 先 嵐 何 於 福 N. -215 搬 潤 115 苍 其 將 农 绿 地 先 14 --哉 生 本此而 4: 莲 41: H 安 質 IE. 合 閩 R 歴 子日 所印 性 兴 游 天 2 夫 若同 稿譜 午子 遠 故 容 道 书 术 iff Ying. 幾 2 何 党 1 117 江 冬 旅 训息 共 -J. 不 餘 1113 )[1] Hi. 之 用 2 低汽 除 謙 津 君 奈日 1 脏 [1]] 先 不 前 1 德 型 潤 潤 道 幾 就 坂 澤 安 事 部 11 矣 灾 1111 家嗚 近 東 儲 題 所 備 Ti. 16 真 親 J. 於 -11 不 1 院 恋 售 High --平. 百 书 者呼又 役 夫 盟 以 TI : 14: 同 條神 志 嵐 井 红 ft 2 流 以 哉 及 雖 丁 方 वि E 功 仁 Y 美 113 謂智 會 古 民 LIE 粉袋 觀 僕 THE L 者 乔 秘 夫 夫 Ting 也 赴 風 初 說 藏 淮 2 改 陽 版 不 雖 國 H -1-独 類 外 IL 異 遡 約而 初过 來 京 人 新 左 徐 不 矣 矣 11] 其 東 侫 廉 無 1 恩 信 思 Bib 城 五 111 11 [[]] 迹 如出澗文條 自 浙 魯 + 將 血 知 共 及 Mi 抑 店 館 温 话 1: 匣色 次 曾 間 邦 鈴此識 IF. 焦 啓 於 其俚 愼 111 恭 111 此 庇 城 Ш 要 類 後 E FOT 邻 2 1: 談 約 銃 文 IIII 先 神 改 IIII 训 不 先 平 之 矣 郭 生 平. 過 书 後 咸 光 哉 煩 济 書 煎 1: AL. 之 見 皆 買 易 朱 無 個 否 來 不 Fj [11] 就 以 K 門。 不常 ·F. 迁 族 北 E 答 111 以 介 IF. 兵 滴 1 3 il. ズ Hill 成 ---聞 鄉 品 同 有 政祭 ili. Hi THE. 州 则 [7] 家 下日子 居 齊 所 族 也 曾 功 不 道 11: Ill 缺 11 傑 於 草 11 景 几曲 1157 得 大惜 日 相 1 先 通 1111 者 111 IF 之 幸哉 何 是 廬 共 應 矜 道 11/1 [1] 未 武 1:1= 敗 之 國 3/2 以 A MA 浦 p|3 先 介 恭 默 發 粉袋 於 اال 林 产 济 同 J. 肥 是 + 氣 111 页 論 之 所  $\Rightarrow$ 迪 敬 模 洪 11 俠 17 有 誘 鬼 氣 楷 ---統 子於 於 各 相 天 希 326 4 水 日 也 除 掖 求 道 皇 前中 象 11 111 近 訊 兀 是 講 之 者 特 以 之 點 年 又 動 1,1 京 話 Ti E 1111 界 37 盖 臘 後 11: 筆 萬 心 煎 後 日 亦 4.) Ghi n 化 仁 定 計 無 常 前 世 未 周 35 篤 脩 猶 草 市中 市中 有知 之 不是 静 書 施 措璞 稲 論 儒 道 人 風 文 小 Mi 之 道 深 耳 斯交亦知其化 時 至

### 刻藤樹造稿序

有不方是則 4 其 游 市级 14 古 是 -3-誤 1 其 今 心 2 乏 難 Ilis 德 於 寫 21B 改 躬 11 其 非 蓝 帳 質 寫 經 人 醜 難 灰 鍅 老 行 行 秘 行 2 称 者 也 且 米 膝 平 哉 A 俗 稱 樹 惟 恐 諸 不 自 統 脩 先 觀 何 寫 君 改 操 愛 生 滥 合 其 以 人 强 敬 湖 夫 時 一當 不 自 學 好 盗 西 道。 馬 傳 世 化 者 人 者 於 風 嘗 至 也 余 者 躬 是 皆 也 改 溫 日 性 不 行 乎 爲 余 清 何 聰 自 逐 華 定 傷 友 云 好 行 授 文 也 某 夫 省 學 mi 支 浮 校 等 巧 甘 小 口 書。 靡 梓 應 詐 旨 而 徒 之 因 人 不 色 言 如 仕 之 書 塵 需 如 養 于 流 校 拙 莫 此 耶 埃 大 誰 不 其 洲 安 誠 其 為 風 乏 知 遺 詐 盡 偶 難 葉 其 其 之 序 固 稿 難 有 而 難 以 心 思 矣 云 間 矣 無 以 語 服 親 惟 寬 盏 余 人 於 政 有 輙 口 矣。 是 則 解 朴 不 辛 日 若 乎 即 車型 實 然 此 亥 之 淳 疑 書 先 鄉 綬 孟 厚 以 疑 生 黨 m 而 夏。 疑 数 誠 感 歸 躬 左 其 文 篤 傳 傳 可 鄉 謂 焉 右 信 寫 行 行 以 今 自 四 口

近江 西希顏謹撰

### 藤樹先生年譜序

能 期間 王妙 用級 矣 AL 膝 村 114 願 ME 為 SE 守 命 原 元後 HAFE 2 17 所 也 1 惟 哑 您 以 惟 有 流 命 江 [11] 曠 命 付 定 不 11 州 1 省 训 2 高 所 哉 卽 illi 島 錄 言語 那 乃 孝 MI 嘗 小 闕 為 還 其 職 仕 111 加 書 以 名 A 具 也 歸 藤 覃 田 某 自 述 獲 其 里 侯 小 諸 不 主 于 讀 友 吝 書 容 豫 與 其 州 頗 山 母 才 大 有 田 索 洲 不 所 君 居 敢 城 發 忠 之 許 欲 所 明 迎 其 可 按 留會惟 母 學 懶 宗 命 以 齋 潜 勃⊜就 王 藤 遯 然 養 伯 井 逐 母 安 氏 目 歸 我 凡孝 E 隱 吾日 雖 子 于 不 聞 傳 本 小 孝 婦 朝 日 豊 諸 中 川 人 以 州 江 不 氏 獲 之 日 越

景

慕

詩

文

集

(序)

官 面 RI-悅 感 條 時 葭 物 年 如 居 田丁 此 + 其 111-人 址 目 尚 馆 15 永 日 近 告 某 自 II. 年: 平 月 人。曹 111 灭 7 逸 杨 其 至 71 Ji! 1 3 放 道 1111 附 HII IJ. 高 為 此 夫 il LIL 17: 万 Just 大 美 Ш I'd 助 知 THE 1 1,5 Fill 以 能 31 ोह-। 14 斯公 為 夫 IE 感 藤 作品 樹 洱 至 居 垂 说 于 其 京

〈京都帝國大學圖書館廠有「藤樹先生年譜」末

版

- 0 北 111 制 然 功司 雜 HU 抄 啦 脉 夫 子. 一行狀 HH 傳 19. HA
- 〇 大に真相な誤る。
- 高 藤樹先生豬傳參照。(紫水)

## 藤樹先生手簡序

之若 文 乃 R 良 竊 膝 例 餘 文 先 欲 不 與 樹 是 老 自 有 老 夫 起 生 先 之 先 ifii 李 量 不 欄 傳 生 生 其 知 /型 外 記 德 手 有 良 簡 F 志 沒 當 稗 誰 九 致 知 斯 书 時 說 不 若 知 2 原 IIII 道 7 在 雜 IIII 2 村 今 た ini 者 不 數 書 質 讀 外 2 銤 + ifii 何 知 1 致 此 後 是 百 類 寫 之 # 說 冊 知 年 13 往 Wij 之 11 则 益 也 -1111-11 K Pi 外 以 以 于 久 酒 兴 鏝 THE STATE OF 私 世 其 则 沛 梓 沒 余 ph 先 知 然 米 沉 此 不 imi ----生 寫 有 非 湮 流 肿 2 R 岡 兴 不 文 没 傳 數 弗 文 知 流 沉 如 本 11] 過 失 章 他 也 肺 何 百 經 談 雖 姚 11: 者 先 年 年 IIII illi Wi II. 2 果 4: 滅 R 以 手 之 文 111 思 幾 之 不 知 矣 狐 夫 旨 傳 何 德 家 IIII 妙 济 Y 也 111 人 深 书 Ifij 思 il. 亦 夫 狮 是 也 戊 则 質 之 致 +#} 戌 不 不 如 游 旨 紅羊 傳 是 先 13 内 使 不 生 晋 秋 交 知 也 久 不 先 2 1 不 氽 余 41: 德 岩 肺 规 姚 也 賦 取 祝 於 是 II. 近 雖 世 雅 III 天 之 年 前 冊 斷 才 也 2 傳 下。余 日 論 茶 編 雖 -5-記 記 姚 外 扩 IIII 穆 於 知 近 TI 簡 彼 是 老 說 之 計 隻 世 赋 iti 談 教 字 胍 嘆

庶

其

वि

矣

因

寫

之

序。

生皆 用 严 E 此王阴 揭 業 足 子 樹 H III 水 共 以 後 B 著 之 FAL 您 R 知 料 知 JE. 門 构记 料 X 知 修 R 序 F 效 E 致 化 驗 知 PE -3-先 名 -5-功 im ----长 大 浜 其 2 :5 生 於 川 良 功 妙 姚 111-料 则 未 修 知 则 機 人 责 老 又 有 膝 之 之 也 開 苑 行 老 TH HII 遺 足 樹 效 說 我 以 習 寫 若 白 前 天 事 執 先 之 皇 平 後 相记 也 反 寫 理 之 輩 道 应 齋 良 生 先 躬 國 相 地 知 生 實 右 載 书 更 有 傳 TH 水 出 \_\_\_\_ 踐 之 以 其 真 也 振 唱 E 時 輪 於 秘 群 修 故 於 子 德 先 良 德 為 K 業 後 世。 之 其 籍 生 知 盛 展 良 觀 先 學 者 亦 先 效 儒 以 仁 示 若 知 之。而 真 之 多 生 也 生 昭 熟 以 為 外 中 孔 不 嗚 言 學 德 至 以 可 英 T 鑑 愛 觀 行 呼 人 孟 乎 之 m 若 才 之 要 省 慕 者 純 才 人 藤 為 自 焉 献 篤 者 卓 簡 學 正 稱 樹 莫 器 先 先 己 故 之 亚 脈 以 易 則 不 近 生 之 其 雅 生 親 者 直 於 猶 至 蒙 以 用 贵 爲 於 敬 藤 則 江 截 蒸 先 信 可 大 不 聖 噶 昧 樹 沙 矢。 謂 藩。 百 王 先 生 人 言 則 為 昭 行 先 真 遺 子 命 爲 盛 世 而 生 於 飯 不 之 之 是 無 如 事 世 稱 著 今 生 豊 昧 無 治 學 亦 之 省 偉 海 以 餘 可 在 純 蘊 得 聖 世 績 績 內 賢 者 小 哲 哉 粹 矣 乎 有 所 服 而 儒 而 師 其 腎 友 遍 豪 先 者 了 所 明 年 不 之 輕 傑 生 之 芥 德 明 謂 增 於 知 王 之 熊 之 重 兹 也 矣 學 無 繼 文 在 敎 施 矣 資 抄 而 於 澤 敢 往 成 其 其 寫 事 諸 間 專 公 而 毎 外 先 聖 宗 觀 先 業 實生然 而 始

年 甲 辰

13

躬

自

加

韗

策

欲

致

本

之

良

知

矣

天

伊 井上 東 梅土 귦 藏有 之 謹 餘姚學苑 識

餘 姚 苑 叙

Hi. ti 潜 THE -3-齎 水 二示 余 且 E 叙 其 首 閱 之 肇 篡 一种 王 陽 明 及 其 弟 子 數 人 學 術 事 功 引 而 集

1 TA: 113 义 集 (序)

哥 Fi. 邦 邦 以 你 1 功 1: -111-何 熊 第 寫 R Ill 岩 1 说 家 樹 村 經 浮 FI 30 15-不 -5-夫 作 當能 何 II. 通 撰 品 Ш 31 執 氏 著 修 於 阴 Tim Ti. 2 飾 功 落 初 间 K 11 它 之 1 1135 术 記 出 茍 意 篤 明怎 不 質 學 The state of 成 則 計 行 Ino 是 亦 行 就 寫 於 子 偉 其 Hi. 以 其 2 IIII 傳 學 將 乎 它 不 又 有 此 達 潜 变 武 攘 何 TI 撰 龍 君 心 治 却 恋 iffi 効 子 子 寇 功 雖 無 有 各 未 敗 遺 有 或 或 出 慷 篤 入 耽 此 矣 所 焉 嗣 於 行 則 駅 恢 吁 其 為 中 所 3/2 慨 也 免力 門 得 學 乎 在 或 余 矣 陽 宗 深 此 成 必 個 其 欲 其 明 見 教 躬 17 Ti 育 業。 思 全 理 所 大 於 計 集 於 感 墨 耀 悉 子 其 研 弟 焉 為 人 白 也 世 究 其 徒 儒 描 是 m 之 之 所 MA 不 其 IIII 逐 無 學 模 施 如 nl 範 致 斯 武 所 術 不 已 近 又 1,1 事 701 大 有 绅 江 何 ME. 益 111 自 信 加 而 於 以 聖 叙 修 馬 楠 世 夫 及 質 後 nii 所 雖 部 111 世 名 让杜 3 行 術 -5-告 亦 靜 爾 而

五 邦 則 能 安 政 知 11)] 片 秋 知 His 其 您 樹 15 志 寫 11 悉 則 此 收 II ME 事 矢 IÚU 無 不 寺 遺 pJ IIII 不 恭 茶 一日 山 潜 龍 振 也 子 其 叙 之 之 强 亦 志 執 也 齊 何 辭 余 履 惠 雖 其 未 亦 尾 何 能 ihi 辭 後 侗 焉 E 藤 氏 樹 之 之 學 名 湿 益 其 题 蘊 志 故 與 此 也 書 於 其 =

+ 公初 新 納 時 升 伯 岡川 題

Fill

[HI]

井 1. 博 1: 粒 有 餘 姚學 砂

樹 先 生 年 譜 序

先 膝 樹 生 書 2 院 殁 Mil 赤 H 秋 11 祭 徐 祀 车 至 於 今 此 不 灰 楚 近 则 II 呼 聖 盛 1 之 矣 哉 名 伙 藉 氓 村 2 膾 111 夫 HI 人 E 口 不 共 神 遺 丁 宅 有 在 他 我 邦 挂 內 人 恋 者 訪 E 者 R pp

守 自

號 旗

為

樹

突

其

是

後

教

先

Tip 以 水 11 Jt 2 温 4 於 方 跡 世 戏 則 云 游 治 133 JE 2 英 1/2 編 先 能 生 答 年 間 譜 或 譜 有 成 考 据 亦 詳 往 而 往 以 叙 訛 事 簡 傳 訛 足 以 未 足 觀 先 取 生 信 之 余 所 甞 以 憾 馬。 為 先 今 生 者 黄 灭 薇 廼 授 川 剞 田 劂 毅

安政五年歲在成午春正月

(「藤樹先生年譜」活版本) 標 鎖 分 部 光 貞 撰

### 序(藤樹全書)

大 期 究 振 治 理 漠 城 丹 BIL 2 元 心 作 學 威 槪 黄 平 独 H 不 主 之 其 雄 于 生 渦 功 E 天 記 遺 2 故 氏 子 誦 著 旅 共 散 風 良 庶 EH] 村 訓 教 知 章 逸 全 諭 是 之 壹 其 不 是 亦 多 說 講 傳 其 生 誠 於 口 脩 道 初 彭 學 亦 意 身 世 編 見 皆 所 之 者 窃 刻 先 深 感 句 專 以 成 一謂 生 切 至 在 為 來 馬 學 慶 提 平 聖 撕 德 丁 人 元 生 之 可 不 轎 以 减 學 餘 夫 憾 後 余 光 Ē 亦 而 惺 今 也 矣 氏 至。於 窩 化 而 謭 巴。 之 德 羅 得 劣 傳 盖 是 山 全 安 習。則 先 所 以 集 足 生 學 下 非 序 若 之 莫 而 特 熊 學 吾 生 非 回 痛 躬 澤 藤 為 斯 蕃 斥 行 集 樹 記 實 然 山 先 道 質 踐 生 賀 誦 始 出 詞 也 江 崛 先 章 也 盖 起 人 生之 修 江 也 本 弊。深 程 西 朝 私 僅 所 朱

國 中 風 興 对山 初 书店 天 地 矣 有 雕 然 倣 歐 此 九 新 之 渙 風 一。倘 發 智 育 重 法 治 令 日 而 詐 日 長 其 學 亦 流 工 虁 詞 章 之 末

生 私 忠 諸 生 卷 首 云 學 亦亦 行 手 世 遺 著 見于 今。盖 非 偶 然。 im 生 之 勤 豊 謂之 小 補 乃 述

明治二十六年五月撰并書"于京都之如意山房。

谷 鐵 臣

25

九

#### 跋

## 藤樹先生書簡雜著跋

錄 藤 III 村村 福 先 文 次 4= 不 74 書 與 簡 未 fi. 年 黨 您 2 政 所 人 你 從 ル 書 雅 H [1] 携 石 H ing 來 矣 定 亦 附 源 元 己 書 良 意 小 111 所 子 得 許 多 之 示 也 余 故 奥二 IIII 介 見之。 同 浪 古心 作 相 碩 共 花 絲 老 寫 人 之 ini

文學博士 蟹江 義 丸共編 「日本倫理愛編」

備所

校輯

### 跋(戊子之歲旦

嘗 書 聞 也 後 諸 人 葛 所 武 一心 伙 恭 自 敬 比 111 茶 11/1 樂 梓 毅 Hi E IIII 實 呼 過之。 吾 藤 樹 先 生 常 慕 明 道 陽 明 m 優 及 さっ 此 詩 先 生 之 作

永癸巳冬十月

大阪 三宅正 直拜書

之

#### 同

幅之。 藤 共 HI 樹 生 75] 能 先 2 與 馬 生 自 淶 德 製 水 親 之 之 4: Sin 流 蕊 以 風 展 ppi] 前 以 合 修 尚 والم 所 凛 Hq Hq [H 鄙 厂 時 K 起 生 夫 從 叉 敬 illi 游 其 寫 士 白 训 山 世 仰 未 萬 師 砚 陰 水 月 之 唐 値 华 膜 巴 時 赤 则 春 降 風 云 **中性** 则 书 先 灑 質 生 過 溪 先 足明 朴 以 固 生 道 其 胸 當 之 所 H 遺 矣 之 猗 韵 世 湖 嗟 兒 之 自 盛 重 非 灰 Hd 走 知哉 卒 准 德 斯 皆 者

SUF 秋 THE STATE OF 中品 书 1 水 18 問 鲧 111 祖江 沾 乃 沾 Ĥ 35 冰 是 拜 俳 以 優 耳 致 式 Ti nin 者 芸 反 泰 病 之 先 意 生 云 以 其 不 爲 俳 優 獨 何 與 潜 岐 平 田 君 子 文 獲

安永甲午之夏

大阪後學 中井積善敬書

跋(藤樹先生遺稿)

人召 111 1 2 征 栄 105 省 K 棠 狩 変 之 與 必 孔 子 余 欽 之 先 必 世 生 之 共 寶 德 之 人 矣 慕 今 德 聞 之 此 馨 集 彻 1 先 上 生 之 刻 集 不 勝 雖 歡 質 喜 然 謹 其 跋 無 數 不 本 名 教 者。 則

橋春暉

(「藤樹先生遺稿」寛政七年版)

## 跋。藤樹先生致良知三大字眞蹟

是 等湖 THE Ilis 展 備 源 院 E 11 鄉儿 洲 11: 例 共 之 所 院 開 小 殿 心 誰 傳 July 11: 石 狮 北 雏 之 先 村 Wir 15 黑 生 平 洪 111, inv 於 於 君 者 III. 答 東 售 共 T 為 余 呼: 間 以 衣 墳 州 方 其 未 有 裳 湛 者 心 小 普 及 生 生 1 河 書 乃 相 之 之 書 其 村 先 交 故 識 真 書 馬 書 書 生 何 頃 請 此 蹟 中 院 小 113 以 介 辨 因 -有 而 河 微 徑 字 誻 致 奠 先 村 見 得 夫 非 良 于 者 生 是 需 道 徒 其 知 先 余 神 爲 余 者 筆 筆 生 安 其 主 跋 之 載 勢 其 之 得 大 心 于 於 眞 墨 字 書 事 桑 與 其 手。 躬 色 之 梓 略 聞 四 所 行 矣 横 載 也 斯 余 藏 元 玉 心 幅 於 想 學 狂 中 放 得 今 陋 像 而 愚 經 江 之 似 焉 觀 無 撰 受 而 藤 此 一款 人 太 者 洗 其 亦 樹 散 也 卷 識 心 矣 賜 竊 先 漫 然 之 問 洞 致 亦 從 生 \_\_\_\_\_ 厚 而 剳 仕 而 諸 事 致 世 大 其 無 記 後 矣 陽 良 要 字 門 天 儒 中 向 明 知 惡 頗 今 人 保 側 王 而 之 有 王 相 不 聞 子 壬 大 教 子 類 遠 辰 先 致 字 要 致 焉 孫 以 夏 生 良 故 良 志 故 六 知 真 之 在 知 得 月 墳 徑 村 周 觀 泛 墓

173

善其就其知也見然故懷終底悅父異性良孝 母之隆是 而自 之結 像 矣 RJ: ilii 1/1 施 萬叉世以所放瞽 品 2 雖 不 其 成 王禄 於 老 Ifti 而躬以非儒 月月 是 寫 自 動眼 EAL R 先在行還 行不千 來 重底 % 心 + 子 生小心私之 深變 H 虚 豫 TE 將 大 TE 非 之河得淑 察萬 其 之 Ilii 芥何 夫 有 風 者故 Ifij 他 用 反後 不其化 村 変 要 天也 以 矣 哀 天 AF. 好 Ш IIII 勝學 \* 要 皆 乎日 慕 東 下惟 野之 T. 7E 放 16 微西乎之 焉 11是 領效 父薨 化 奶: 乖 则 故母 人太 光 忌、 其 遊 智 小 34: 义 為 -5. 影 是 當 膝 髓 机 illi 席 III 12 孝之 世 1. 147 親 政 矣 E 外 137 11 PITA 刻 E 京 亦 -E 得 111 骨 數 傳有而 光. 矣 道 3/1: 不大 艾 憂 放 矣 惟 明 非矣 Ti 义孝 院 遂 乃百 之背不 祀 得 英 野 Alig 此 MI 里 弟 察 意 其 移 弟 事 馬也 棄 鍾 1-終 妻 13 共 1 耳 1/2 \_\_ 子者焉 立之 天 艾 島市 無 見 親 身子 遇 副 杰 Iffi W: This 致 共 K 老 E 禁 則富 献 点 苍 田 昆 過 勝 W 不 进 子派 歪 弟 高於乎 in 13 君矣 猶 [t] 父 35 112 TI. 藥 親 是 嗟 之 知 而陽 清 老 栾 以 波 何 म 利 12 日 之 在 乎 為之 能之 共 忠 明 敝 寫 子 就 ---欲知 不 1 3 得誠 疏 之 华 與 या 带自衛 炙 王 避 仕 人 於 值 illi HI 乎以 老 前 影 PH 至子也 不 數 心 何 是 大 [II] . Life 見 矣 回然 惑 且此 於亦竊順 犯 慕 處 交 ANE 之豐 乎 良非 共 交 雖 也 討初 鱼 1,1 君 护 不 加品 放 2 大欲 则圖 夕に 忌 贞 叛 開 IIII 親 心不 不 街 共 夫往彰先遺 25 是 藩 洮 矣 得 rite 不 共 能 矣 生 梦 Hi 又 沮大然生孝其孔 之於 ·河 2 而孩 III 於 死 TE IIII 洲 先遠以 大有 其 提 The. 游 以 11. % IIII H E 71 子友 办。 用之 動 波之 生生語 -5-清 寫 天 [[I] 父 化 不受 是 提 ·INE 弊 孝 允 先 管乎良 各血. - 5-熱 天 及愛 IIII F 形: 11 11/2 弘 要 弟 版 仕東知不脈 大 ٠٧٠ 1 於 1(11 不 生 1 3 Illi 不 之 鄉質 得之 大 方 :茶 能 從章 終 非悅 超 W. 17: THE 欧 1111 1111 其悟 是 學 心 L 養 洲之 洮 堯 身 親 派 决 ihi 避 Tilr 不 以 侠 異 非 平 郊 孝 不 訴 之 共 11: 其 大 决 光华 IIII 而城 良之 生忘 外 道 PH. 子族 E 不考 \* 舜 夕人 要 THI R 出父 先身獨 兴 提 幼之 自 子知嫡 己 應 共 IIII 知 生在得之之傳 起其而 來于而 学生 天 东 就 心 能文 HI 職之豫良旨發也也其又瞍下 矣 本 老 而 爱 THE

良先明 大縣 月 知 生 友 浪 将 泛 Y: 排 2 也 心 心心 所 大 於 证 為 原 石 不 後 也 M 共 III 茶 哉 君 Ifri 仕 Y: 是 Ki 完 文 擅 故 必 戦 亦 是 說 所 Z: i 弘 学 到 不 其 拉 則 111 先 難 X. 19 即 心 湯 生 勇 世 官 致 之 也 及 良 之 亦 其 學 今 知 甞 彼 之 應 細 纵 也 糟 所 其 灾 111 慕 粕 淵 Thi 伐 弄 m 只 徒 樹 筀 以 源 真 乃 亦 以 黑 致 如 論 時 IIII 弟 其 此 其 殺 遺 良 獸 終 字 知 孝 道 書 體 以 則 殉 任 時 之 筆 居 柳 以 勢 處 如 者 M 之 還 此 論 必 不 此 I 則 莊 掣 拙 卷 如 事 也 肘 濃 興 君 哉 馬 於 先 淤 石 必 石 黑 生 黑 而 忠 君 已 相 淮 君 癸 官 珍 則 反 命 秘 E 岩 必 m 學 善 敬 其 士。 冬 致 學三 與

竹 帖 胎 li 先 洪 11. 11.1 将 4: 跋 [1] 默 死 既 不 FAL 心 精华 -1-入 並 14: 斯 刻 弟 所 仪 學 儒 聞 門 告 ---門 3-长 之 拜 规 刀了 11 空 計画 質 捕 Fiel 虚 範 哉 焉 筆 致 TI 聚 且 書 良 子 語 细 有 知 猶 2 四曲 2 豫 悉 所 之 學 感 不 首 菜 字 果 矣 不 强 以 30 門 今 拒 賜 44 人 周 予 幸 志 甲 拜 量 午 村 之 踰 而 秋 周 乞。齋 之 受 夢 也 乞 月 沐 忽 遊 予 初 覺 狮 五 日 是 之 不 先 出 跋 覺 死 夜 生 以 涙 力 子 親 以 乃 T 夢 之。 納 黎 之 阴 藤 乃 懸 予 揭 樹 先 院 書 諸 因 嗚 生 請 院 藤 墨 呼 樹 先 而 予 本 書 生 謁 之 先 院 自 生

天保五甲午秋八月廿有五日先生忌日也

浪華 大 鹽 後 素

書院

所

藏真蹟·

儒門

空虛然

iii.

全書志

村氏

本

〇 景は県の課の八紫水

跋(原謹以、邇言、餞、熊澤氏之行)

印印 流中 方个 il. 後 归 IC 1 -111-Li 欽 17: 2 II: 所 人 文 1 pill pill 之 T; 不 111 君 飾 Ti i -5-フド 河 而 意 遊 孤 此参 有 餘 先 自 生 好 手 2 夢 不 才 求 1 以 聞 石 以 喻 達 惠 也 於 京 諸 同 志 兆 侯 之 及 小 其 野 氏 得 云 藏 能 爾 中 澤 氏 然 氏 餞 後 其 熊 澤 道 氏 始 之 行 書 乎 八 天 矣 1 Till

景墓詩文集(数)

35

藤樹先

炎 卯 晚

天 高補は家水ご號 保 十四年のこさならん、紫水し 1. 山應素行六世 () 、安政 174 41= 七月二日 段すぶ六十二つ 癸卯 は恐らくは

山 應 73 闸 间 12 · j.

京都市上京區寺町通丸太町南入山 4 KIT

...

氏陰禁刻

樹 書 院 扁

謹

書

其 諸 先大 藤 計 生 哉 樹 所 書 之 號 祭 院 為 然 祀 也 老 \$ 德 扁 於 次 是 圃 IIII 也 乎。逐 之 路 殁 志 炸 後 如 飲 計 百 2 以 **亦品** 有 兆 10] 海 除 道 年 息 于 ----III 今。 HIL hi 古 2 F 进 AL 老 堂 H 猶 也 叫 称 H 常 儼 宇 耕 世. X 氽 告 匹 辛 夫 巳 余 之 不 日 112/ 年 回 存 無 初 扁 拜 嗣 城 世.

> 至

> > 湯

呼 月

余

矣 以 堂

飽 永 質

食

煖

太

無 也 九

所 不 H

川 敏 也

心 何 酮

维的

12 普

曆

+

年

未

赤

月

1

浴

分 部 B 命 拜 書

(編书語 藤樹先生景蘇縣 5

藤 樹 先 生 眞 遺

為 古 賀 淳 風

旅

樹

之 他 近 111-無 الآ 个 潮起 其 12 神 是 除 ill 行。在。一節節冊文集 心 ·fi. 他 排 [ ] 淑博士告

尾

游

洲

476

74

归 200 卦 Ti 大 から 内 影 831. 75 村村 也 恐 水 1 3 是 F. 良 iI. 腊 足 知 ルンク 1/2 ini. 页 Ti 或 置 -1-也 迎 SF. 112 IIII 也 於 党 4.4. 致 將 保 良 1/3: 1 1 1113 知 刻 + 則 以 人 輪 王 奉 傳 執 小 文 而可 齋 成 至 興 之 IIII 今 糾 所 徵 其 諸 一獨 跋 追 德 得 慕 展 本 之 也 堂 im 觀 公初 深 堂 之 之 可 在 學 江 筆 知 有 矣 力 州 大 得 酒 小 於 勁 溝 川 此 邑 足 侯 以 則 好 公水 有 見 讀 是 其 書 鄉 蹟 充 銳 祠 다. 養 志 而 偶 之 躬 係 厚。 然 行 大 有 盖 溝 也 深 致 哉 侯

"汉 政 戊 午 142 夏 上 澣 N

价红

111

其

後

昌 平 黌 教 官 藤 樹書院藏 河 田 致 良 知 興 版 額 拜 識

#### 藤 樹 先 生 手 簡 後

- 5-Ti 於 个问 是 44 J. 彼 111 得 是 41: ing 儿 校 健 个 村村 定 死 III 先 河听 始 11 4: 完 pli J. 全 于 T 簡 111-嗟 133 若 非 乎 EAL 干 先 其 于 輯 生 手。 有 銤 不 之 寫 予 學 可 田 沒 至 問 冊 矣 先 者 其 在 生 於 耶 在 書 門 雖 王 門 然 亨 尚 非 當 跡 本 與 及 識 經 先 徐 遺 迪 生 横 書 之 之 Ш 乃 家 學 相 得 取 之 羌 伯 而 讀 至 仲 生 之 誰 而 车 譜 知 此 蠹 書 行 敗 予 潛菴遺稿」卷三 言 沒 狀 脫 之 IIII 實 謬 真 不 錄 未 見 然 并 得 者 此 其 也 庚⊖殆 書。 全。

灰子 II 天保十一年なり。 (紫水

1

么

清洁

花

11:

藤 樹 光 生 手 書 後

弘、 化 Z E in. 冬 -11 相 ink 子 健 自 江 西 携 此 集 來 予 置 三 案 頭 未 及 閱 + ---月 -四 日 夜 齋 中 孤 座

景 AL. 詩 文 集 書

以 集 HE HE 無 躬 躬 慨 11 逐 不 外 12: 行 行 115 71 其 測 不 有 不 吓 免力 勉 义 PLI 起 以 书 训 阵 1 3 Y. 胎 Ji-兴 旅 y. -y. -5-以 嘗 夫 4: if 健 天 PHY pill pill 45 M 浩 见 如 1 排 生 之 光 之 花 斯九 挑 III. 4: 源 庸 妣 燈 躬 Ti. pil 供 夏 阳 行 識 此 : 次 平 111.1 占 -T-學 即 此 12. 學 THE 百 集 狮 偷 排 1 且 之 此 其 Tiles 陷 Mi III 人 躬 H. 俠 共 不 行 AT: 一世, pilk 福 THE 因 此 儿 137 11 唯 非 1 先 於 温 11 13 1(1) 亦  $J_{ij}^{\dagger}\hat{J}_{i}$ 按 逾 Tith 重 FAL 見 沿作 训 厚莫 训订 旭 BL IIII 2 11 亦 何 红 战 10 E 旣 如 III I 大 ---此 亦 天 J -1-何 11 Fil 希色 汉 若 藤樹 古 N Hi. 不 假 先生遺 3 之 4= 今 交 分次 4.1 以 時 [[I] ·[i] mil i SE. 57 過 今 先 H 非: 生 世

#### 믦

題 藤 樹 遗

先

信 膝 樹 淅 1 3 建 ir. 不 先 滿 4: ink 中 兴 與 之 近 心 TI. 事 云 THE 僅 四 + 餘 店 人 欽 仰 以 近 ir. 平 人 稱 Ti. 洪 天 111 資 初集抄 打 大 人

古

賀

H

舊

佐

藤

出

星 和 景 315 个 旗 德 亦本 T

氣碩

E

彩

當 人

和

處 灾

赤

lè

炮

月

IF:

The.

時

風

光 逍 个 爱 简 -1-膝 K 棚 清 动 征 History THE

抓 入 木票 松 不 問 牵 THE PARTY 老 13 逾 藤樹書院嚴 鄉 片

幅)

積 R 清

北

樹 先 生 眞 蹟 後

題

藤

景 17: 105 私板 限 491 15 徐 不 抓 4: 卷 省 慨 拱 ST. 然 物儿 則 苦 秋 HIS 浦 覧 外 但 改 池 Illi 容 谎 先 見 生 老 道 屋 之 德 所 2 下 重 懿 惟 固 赫 在 如 此 日 布 星 衣 Thi 學 不 耳 者 於 彼 欲 摳 時 也 近 衣 世 從 貴 之之。 學 功 且。 術 (「艮齊文略卷中」) 不可 靡 震 K 災 事 壞 世 獲 其

題 滕 樹 翁 黑 跡

> 白 河 田

為 中国 川 君

似 能 防车 行 道 心 11 德 是 見 页 精 儒 流 轉 歸 鄉 如 有 神

欽 仰 遺 風 起 儒 夫。

展 何 料 覽 使 餘 姚 T 萬

人

猶 起

遠

當 分 時 流 何 怪 派 化

邦

湖。 民。

(名古屋 市加 加納恒三 郎 氏藏藤樹先生真蹟跋

東

澤

瀉

流 到 東 (「澤瀉先生全集」) 溟 一波 更長。

藤 樹 書 院

寄

題

L.73

得

封

終

在

湖

南

愛

日

侍

萱

堂。

誰

知

滴

滴

姚

江

水。

周

中

旅

樹

先

生

肖

像

昭 年

俗

後 學

谷

鐵

臣

兒 重 猶 仰 平 人

師 日 17 師

藤樹書院藏幅

記

FA! AY:

依 ili

大 组印

抗

枝

知 藤

致 樹

克良 依

澄 書

堪 鄉

憶 黨

當 長

熊 風

伯

北

小

111

屯

外是 知

院

存。 源

詩 文 集 記

景

慕

七

#### 院 拜 記

大 源

TIC 11 ing I'Li 以 13 問 说 北 SHE 小: 1 11: 验 作 千 伏 水 1113 TI. 州 湖 以 ilij 1 3 ir. 族 村 先 4: 谎 跡 於 1 III 村

HIT 邦 泛 12 湖 4 []] 闸 流 北京 波 K [11] ALLE 乃 坂 111 Historia. 人 in d 本 4 砂 將 其: الدو 此 弘 知 机 11. 如 鄉 計 ·.j: 像 共 時 祧 MI 自 於 少人 彩 大 於 儀 大 THE 谱 是 道 港 -5-他 至 版 坂 沙 修 木 195 11 ili 水 程 升 儿意 E 共 凡 7-院 [1] 則 畔 院 师 從 113 雖 所祭 1 此 花 15-[iii] 卽 IIII 我 1: 事 15 及 THE 家 制 证用 備 外 114 FF 4: 11: 150 人 1 11 Tal 业 你 兴 共 THE 徐 [11] 風 [4] 11 舟 人 似

知品風之箭仍風邦再比 勿心 只 馬也 11: 111 如 所 游 姐 北文 訓 何 谷 山 只 如 北 冰 崩 姐 1111 例 出 是 前 III 11: 源 沒 L 具 形 五 他 III 州 开 沫 吹 乃 主 朝 ---2 湖 船 峻 舟 小 IIII 训 帅 1 1 ilii 皆 松 11 入 放 H 旣 近 泉红 至 淫 傍 帆 Per 实 逃 也 侵 加 北 111 腹 也 illi 牀 表 到 THE H IIII 風 質 裏 迟 無馬 勃 朝 2 创 風 消 打 起 歪 共 危 飽 波 普 情 111 客之 明是 不 The 間 湖 数 秋 汇 激 無男 帆 174 [[]] 是 沙 山 11. 時 手 也 平 战能 升 以 低 谷 --推 ---形 -5-舟 75 八 尺 呼 雏 松 九 H 序 ME 强 III 里 見 E IIII 他 又 突 水 風 ilii JE. 何军 舟 退 時 亚 1992 THI 告 退 则 洪 道 缆 知 淵 浪 岩洁 寫 怒 1113 又 所 in. 必然 馬 或 約 故 進 pH pH 染 出的 旣 如 消除 右 地 III 共 白 未 · Sp 傾 烈 形 H F 1 1 如 则 天 沿 山 怒 N.K. 某 Ti. 開 谷 以 馬 IIII 11 2 獨 中中 III. 衝 H 教 訳 扩 前 I 21.1 暗 倾 高 勇 政 浪 不 能 大 往: III 哉 如 前 间间 右 腿 如

11:

IIII

歪

何

世

哉

趾

外

AHE.

面

對

4

击

100

11

11

意

似

不

绝

共

非

魚

朋复

忠

却

慰

喻

升

-1-

訳

至 乃

此

命 此

也

则

张

否

此

亦

命

矣

俱

4IIE

如

1 得

天

ilij

何

足

扶

战

Fiij

旣

两个

Hi

则

存

11

11.

交

恕

1/2

4:

所 共

111

11:

起 .[]

B

W 则

什

111 الماراد

先 修 時 4:

信 11

现

敬

之

人

共 1

1-1

1:11

华 也 此

11)]

先 [11] R

4:

=1:

無

道

117 知 我

我

寫

我

何

泥

狂

漏

迹

111 III

此

分!!

111 13 Hi.

心

相

卽 寫

Ji.

不

伦

知

1111

旭 念

危

特

不

115

其

11

加门

版

海

兴

盟信

-10

Ti

以

死

实

故

不 TisT

不 任

是

作 H

位

1

是

忽 家

115 100 因

方

旅 如

樹

TI

48G

1,1 復 逢 视 共 13 III 非 天 山 故 天 尔 用精 1. 知 幣 Ty you [V] 1(1) 1111 13 歷 115 11)[1 則 非 况 15 III H 大子 坎 1/2 Mi 别即 All: 派 12 庙 加 也 昨 妆 共 絕 車型 かた 张 台 矢11 111 敬 油 Thi 即 只 肾 [[I] 得 省 Itil 1: 亦 ılı Ш 信 批 是 那 1. 1. 危 铅 THE. 此 给 H. TE 师品 III 1/1 311 1120 亦 杖 隐 知 1113 VU 寫 生 111 宜 非 知 :11: 誠 矣 通 1 街 /世 柳 716 111 歌 共 禍 顶 135 2 書 至 底 册 天 3. 敬 闭 ·F 滴 夜 險 冷 也 誠 亚 黑片 最 存 加 13 如 亦 誠 記 徹 風 是 蜂 腎 温 [11] 時 敬 IIII 哉 2 並 語 MI 窩 雖 天 不完 敬 先 氣最 如 Ifti 义 港 生 默 登如高味 脏 亦 言語 歷 俯 旣 則 嶽秋雖焉 焉 存 垤 子 涪 毋 吾 副 良 再末夏。 誠 於 老 徒 得 丽 Ui 文 州 帆 東 知 之 是 當 追 真 平 档 北 敬 灰 照 胸 厄頁 [ili] 對 运 貴 思 余 照 水 則 湛 H 又 數 則 賦 憂 伊 其 盆 貧 日 千 乃 生 厄 死 然 家 逐 謂 處 詩 賤 临 否 東 湖 灑 111 如 詩 雖 所 危 陽 非 侨 Ė 叉 机 不 灑 去 日 夢 及 堯 外 懼 皆 此 心 西 疇 月 日 同 明 之 余 舜 寒 覺 四 棲 兩 而 來 為 初 外 股 無 明 事 先 真 易 所 回 湖 無 相 被 生 Y 怒 生 不 E 事 慄 不 而 墙 之 點 獨 哉 歷 動 只 我 可 平 致 也 而 思 故 非 地 in 渣 盏 也 也 專 是 湛 則 以 湛 湖 却 無 日 天 似 至 風 故 此 如 淬 得 無 險 風 東 盆 譜 互 太 悠 真 詳 非 18 智 境 皆 亦 北 悠 謂 小 F m 口 虚 西 沭 却 危 入 無 魯 身 焉 吾 III 金 以 中 朓 之 懼 眼 恙 告 心 遊 洛 心 非 王 JE 而 殿。 夢 我 者 逐 同 濫 得 城 也 中 东 夸 纔 言 馬 風 風 志 浮 眼 且 也 也 宿 聖 闾 心 焉 浪 坂 依 也 雲 人 其 界 廣 賢 於 金 何 是 靜 本 耄 空 所 只 過 同 境 mi 玉 者 欲 焉 身 杰 我 非 門 而 明 肿 人 H

1/11

1: 强

起 家

#### 派 樹 先 生 像 記

局

詠

笛 浦 田

洗

心

洞

記

是 (18) 1%: 23 1: 学 形态 JE. 村計 行 稱 1 1 伤 第 ir. 想 沪 先 1,1 iI 4: 11: 2 理 门 A 風 なた 采 像 必 洪 沂 所 T. 也 恢 州 奇 平 横 絕 1 H 特 X 生 之 特 有 出 鄉 所 於 原 刻 尋 2 也 常 流 册 尺 H 之 度 稱 稱 之 之 先 考 外 生 者 愈 X 焉 份 TI 是 稱 而 以 重 其 雖 視 溫 以 华 謹 弦 牛 愈 時 浦 好 Per 或 文 矣 稱 諸 余 其 嘗 侯 恂

F 公 It III E 如 In É i Y: 5-此 大 III THE IE Titi 得 Ifij 之 洲 像 此 先 風 像 茶 牛 業 於 E 化 停 狀 H 加 京北 2 -1-JI I 1/2 知 11 版 船 I'I H 任 113 之 於 魁 即 洪 國 於 公 2 業 能 绝瓜 113 前 沂 大 有 F/K 村 亦 愿 灰 洲 中 78 崖 il. in 别 11. 1 [[]] 不 依 能 子 分片 逐 能 稱 IC 能 Ifti 11 何 以 沈 流 奇 YY: 概 小 寫 73 道 ---11 使 His 時 剧 儒 -5-世 終 系品 II IC 展 IIII 110 生 11: 7 能 沿 果 11: 其 F HII 2 ELL H 業 10 -5-獨 朱 小 恢 [[1] 全 ·業 便 雖 谷 加 先 奇 先 \* 為 HI IIII 朋 之 絕 外 Hil p 亦 父 先 不 生 4: 也 1/2 資 11/3 拖 生 知 化 沿 公 像 洪 则 業 特 11: 城 1 之 先 所 公 不 有 III 以 又 見 114 Hi. 1= 行 寫 他 叛 不 停 1 绣 真 亦 極 们 熊 功 儿龙 用 影 業 偉 於 11 也 -11 班龙 THE PERSON 接 不 能 是 下 HIL! 1,1 於 自 題 الااز IIII K 1 A 君羊 丁. 徐 木币 鄰 2 然 H K ris 於 F. 11 FAL 之 11: 以 你 欠 之 H 出 -111-IIII 使 洮 業 亦 -111-見 灾 何 特 功 11 IIII 能 能 113 雷 少人 先 亦 pl. 2 兆 THE Hill 悉 勿 -10 学 不 矣 故 女を 傳 所 11: IIII 業 11 於 Hq 光 心 不 T. 前色 共 111 依 後 111 果 收 人 心龙 知 組 1: 奇 74 追 It 10 1 欠 Jt. 11 T 船 111 原 削し 業 11/3 T 捕 便 有 之 TIE 特 先 業 14 训 1 先 E 自 有 灰 Y 流 故 生 -5-行 4= 试 生 哉 為 且 则 IC 兴 门 介 行 2 先 刘 1 像 F · Find 何 京允 튀 為 15 資 得 113 扼 4: H 夫 此 2 1 渡 備 1/2 护 交 傳 F III 不 像 業 元 -j-TAL 先 卿 --X 115 不 沙 能 20 矣 求 III 劳 4= 村后 - []] H 學 L 崖 此 11 列 方令 13 致

右今世

4

家

文鈔 樹

七に

先生

補傳、 見少

脉 3 樹 HO

光:

11:

0)

111 18

1-

0

6.

7 6)

條

HIS

此

水

名占屋

113

JIII

料

111

IIIS

I

物

打

於日本

傳

#### 本 堂 記

川 H 周山

光 格 平 德 俊 省 本 御 及 ALT. 先 子 便 4: 库 像 樹 常 大 1 8 iI. 政 1 3 先 1: 之 Min 也 初 先 生: 栾 官 品 在 老 付 K 先 生 殁 [1] 人 以 IL. 它 寫 Mii Min The same 所 滅

覽

右

15

條

膝

公

書

他

水

些

-

大

字

以

賜

رَدُالًا

堂

1E

大

清

侠

封

内

近

il.

III)

En.

郡

1

III

田

是 THE . 利 不老 應 從 战 诚 人 以 告 倒し L 内 答 允 验 il: 於 书 外 以 以 服 The Land 於 Park I 外其 也 爱 先 ·夫 源 爱 内 應 1 脆 妆 内 天 敬 4: 桃竹 2 敬 兴 K 男 路 子 F 字 川 大 第 寫 心心 所行 女侧 於 至 周 13 夫 发 於 胜 來以德 周 水溢 不 有 1 光 Ifii ME 某 命於 进 拜 迎 版 子 務 不 粉 則 119 計 思或 共 4 书 至 10 共.别 E 作 退 是 周 德 群 則 夫 严 清 外 諸 所 H 故 又 集 灑 思 学 程 III Ilij 自 信 水 按 泊 入 求 盈 掃 婧 不 內 得  $\equiv$ 時 灰 1/2 腎 當 則 庭 淨 則 問 未 在 邢品 If 况 矣 其 焉 父 潔 視 其 ifij 至 祠 田 愛 抑 子 利 其 河间 所唯 者 諸 敬 進 屋 文 兄 開 蘊 愚 剛 益 禮 雖 後 退 本 之 弟 之 貌 Fil 之 夫 取 世字 於 去 不 外 之 戶 深愚悅 故 就 出 朱 不 視 德 恭 設 子 則 不 且婦 於 剛 宜 諸 潔 朱 揭 君 不 神 厚則 ---觀 異 位可漠 學 先學 子 姓 臣 有 時 以名朋 所 乎 於 知然 而 士 生 術 友 臣 矣 無 不大 之 言 地於 中 知 非大脩 乃子 堂。 剛意 能 夫 德 論 其 賢 而 在左 甞 於 得 而 不 之 先 君 右 以其信 鄉 爲 百 視 視 偉 生祠 加司 載 父 列 先 間 於 可 之堂 非 宜 進 諸 諸 之 前 圖 生感 後 愚 其以 慚 退 道 嗚 夫 言衿 懼 下 書 忌 孚 世 以 所 寓 去 之 學 就 猶 呼 衣 愚 行式 事 非 辭 日 過 謝 發 能 先 服 心士 婦 m 於 其 之 奉 生 及 小 動 大 何 視 天 所 而 則 之 甞 不 寫 祀 其 川於 夫 則 諸 下 忠 之 學 道 他 邑 內 言 愛 遊 暇 致 崇 非遺 將 待 洋 行敬特 然 術 官 外之孝 入信人 洋 有物 與 甞 善 福井境之 也 之

之壹誠田井父迹善爱於乎順

2 拙 山 价 不 137 樹 賜 先 -5-[15] 後 生 非 塵 尋 福 常 無 以 祀 書 副 典 之 其 侯 所 此 以 泥 侯 之 崇 先 是 賢 遠 實 可 過 慚 於 且 周 懼 剛 焉 其 耳 何 堂 說 藤 以 凡 樹先生 若 辭 之 干 年 譜 間 但 活 門 岡川 版 之 膴 本 文 各 若理

秩

His .

不

敢

作

苦

請

再

 $\equiv$ 

然

後

記

之

今

堂

卽

其

宅

地

卽

其

鄉

也

而

#### 碑文

藤樹先生碑

合视父中不之其焉子數酶笈得講祿父藤 封所又散十之 至 主學 油流 什 11 無命夫民隣 在相在 11 · 齐 氏 鄉 品 1 1 英 不者挾奉接地共四 int. %: 全 11 在 豫 語就 方 歌 11: 28 可平 北江 先 大 不 松 1 H 生清 供其者 家 家 十分 業 大 数 惟稱 iI. 之是師之 jii 多肌 倫 THE STATE OF 有 谷 先 然 古 It 尺 斯儒 部 鄉 背 院 寫 先之 生: 陳 望 ti 4 15 加 先建 生道 民 其守吏 115 形 1 少を 也 [1] 原 111 爱 以祀生堂侯 者 父 樹 益好而 俠 字 犯知 五然 至 先 行 民老 73 们學 去 大。維惟 三唯 洞 師 卦 亦 代 今 生 狀 馬 於背 于 此 共 稍 旣 父 命 11-民先之 且家沒是 iilk 弟普學長 J. 木 品 讀秋聞 之海字雖院 被生 所 HILL 為博 家 先 篤 以 書祭之 及日内稱 益 其任學 北 行 者心鄉其遠遠 恩 派 寫 下以 無面 4: ILL 道而隣皮著近近 易 から 和終方波 非大 已里之書數愈使嫗 共身比水 化 至而 化行氓 男 E 詳千益時 持 声 先弱 mic 在 书: 小 111 也之女日具家欽分能 矣 業 生活 茶 北 111 rli 先 其哀仰部 能 雖 百 承因躬得 11: 13 111 不 院 35 侠 泰以行则 如 夫 千生徒 It 10 19 坊 不為 沒 所如安食 家 號 2 7 沙 小堂 此 敬 ·J. 2 識群 後 記襲元封修 They 陽 德 TIE Ki 3/2 ti ANG. 獄 父年大 戶 思 加 Ti 亦氏 鄉 不 -PI 客 [5] 1. Ti 自 子 RJ: 八溝行 先 北 BIL THE. 欲 年等 後 月 以 Bitt bi TIL 1 Sex: 11: 11 何 篤 悦 稱 先 北; 港 THI. 以 加: 書 聞邑卒 41 TIME 至 1%: 稷院 光 有 先 知 此候年生鄉 至 厚 於 逐 11: 能 慕 爱 于吾 2/1. 爲四在黨 是含生在移 及書十其翁 人 於 íj 耳鷹 域 此 四其亦 一日然 院 放 诗 入場 者 儼 Hill 因 方他以川 下厚更亦 价 则心民 かた 就 京 仰專此 |||||||||| 封城邑 以通亦如 加化聚 慕 ARE. 修 道 北 如皆舊以永北 **尊其鄉其其隱** 生家 进 與而 Hi. 不之敬化民 哥 BIL 道 1111 人在其江廢地而漸 諄德中不 化承其俗西復葬弟及《負歲出辭

碑 地 五 封 民 亦 光 之 於 無 2 世。因

孝悌行家, 道不遠人。身雖可隱, 顯々其仁。

以威動物。化及恩民。民亦盡誠。如在者神。

· COS 某 某 月某 H 江 州 膳 所 城 主 本 多 F 怒 藤 原 康 桓多

( 滋賀縣高鳥郡大溝町大字勝野橫田壽亭氏所藏「鴻溝錄

#### 祝 文

# 慶安元年子八月 藤樹先生卒去悼之文

つくし うつし心かとお ど世こぞつてた きとの かっ あ の森の際に 6 政 こさの h にて 次. 御 11 2 お いたづらに時をうつしたまは 志さしに しくら は 10 111 國 蓝 まし 0 跡 高 n も絶てさら 引か 3 お 島 ふどみ侍 3 78 てや侍 たく思 no せ給 ばえめ 0) へがまことし 那 へて たひ 小 7 か侍れ かべ 召た 川 りけ あをやすく打ふ りけん。 でたき御 心也 L 村さいふ所に、中江 かっ n' ち給 るに、 をうがちてい月をまねき、 漸まごは ごもあげまきの かっ 故郷に 方に宮 らず。 朋遠 U て御 おも 方 82 し給ふ 浮世 はずも此は月下の五 より 引籠 6 づか 御 ざりけるとな とま 年 ひまそか あ 1 0 り給ふて御母公への孝 申蟬⊖ は 氏 中のあ つまりて學校 よすがもなし。ころの玉をみがきたていとまめ とせ U のなにがしひとり有けらし。 0 め ながれ か る より學び りて、 あ には 窓をひらきてい雪を まり さいつとしの比よりか古郷 玉 日 きよくにごりなき道 武士の矢たけ心の一筋に、 かっ 日 に世 の道 S なきありさまい K 1: さなれ をは 行 1 3 朝夕におこたりたまふこと更に 御 カコ 心 やうさり ~ 名さ 侍 ざしふかくましくって、 あつ る。 いと若かりしころほ > め、 3 たとへてい 王 誠に to 世に 月の 2 世上 孔 近江 n 夜华 君臣 ひ 孟 夢 に其名も高 ろくおこし に御母壹人お 0) カコ 0 わ む 雲が 道を守 2 カコ h やかに 8 お L 餘力 C < 3 3 b なく、 立る 島 n かっ はし < あ や万 ふべ 忠を め n 現 B

景

T.

計

集

碑

文

祝

485

- - 6 0) 生死になづみ玉 小御跡 12 3 かみ天て ずかか はか ご付 御目 今の ても 心ざしは門弟 0) 他の をうつしたまは n るもいごおろか わ みわざさり 猶あ 3 たるで かっ 77 る御 朝を n かい まのり HIR Si > n むね 3 べき人々ならねば、 73 立) な 0) もは 岩戶 1to かっ おこなは b ~ つぶれ も露たがはず。又やつがれが事をも人々の カコ りみ 10 ならん。しかはあ 1 12 に切こもり 彼吉田のなに E い侍らざり す、 (5) せたまわ 心も空になり ふてつれ 間のお むろかなる志をのべ情る物ならし。 玉ふてどこやみどなり侍りしにこさならずっかなしみてもあきたらず、な いひ出さんもおこがましく侍れざ、 1) もひのやみらはれるせ玉ふにやと、 ハンご御 h がし 3 こそ本るなら 侍 れご、したふによしなく、なげくに益待らざる世 カコ 0) 130 書をけ ご今更 いみにこもります人々たちの まし 5 る文に、 めい ぶかしくこと侍 て御 思意としてかっる 身のうち又 人のよそじにたらぬほごにてしったるこそ心よ つてにてかつしろしめしたると聞 ム門家 12 例 つかのほどりにいこせろせし 子川 0) かく いさめ 1 狂何ひど あひ見たてまつる事も侍らざ つらなり かたはらいたき物に れは H つついり 1" かっ -31 1) 0 1 掟 多くも 13 て御 なれが、た (1) 御 しはごだ 無前 もしば 心 3 0)

消て 猾く もり氣 やなき玉 0) 蒸

き合され侍るよし、 身ま わきてさかしきお 瀬 り玉 U ほの 82 n きこえぬ さなひのおは ご、學び れば、 の道 1 は絶 餘所ながらもいとうれしくて又こしをれ一つかきそへ侍る。 侍 るさいさまめ ず人々ごりをこなひ、 やかにかしづきてをふしたてなざ、 もとよりせんだんい二葉よりか をの んば 1 0 3: とや

となる 23 常なき世の なら 5

13

慶安元年子九月 小川の水のながれ絶すな 日

0

€:

/ Th FI

波程縣

別名ないつ が古今集に し回名鴨川の 石川や演見い 小川村附近か流るいおれば韓用せる者なるべし。 小川 清ければ月も流れな様 わてる語む 、鴨長明ごさあるに出づる 高鳥都大溝町中村德通氏所殿寫本 Ti 40 烈の小川さは加茂川

先生の逝去を以て天照大神の天岩戸にかくれまししに比せるは畏し。以て崇敬の 福島に遊せるな見るべし。

## 孔夫子に對する子貴の心要が指す。(紫水)

#### 百 年 祝 文

成 組 村山 延 37 2 174 SE 19% 惟 次 丁 卯 先 件 八 聰 月 己 未 精 敏 朔 110 宇 弘 深 五 浩 日 浩 癸 焉 四 汪 郷 鄰 汪 諸 馬 生 勃與 敢 昭 於 寒 手 先 鄉 生 之 中。首 沒 一青 唱 年 新 建 于 好。

躬 移 TIS 北 道 2 荒 盛 業 欲 14 19: 伸 字 海 奠 儼 內 献 外 知 選 倘 43 饗 風 4: 猧 徒 存 雲 嗚 集 呼 厅 微 然 先 風 生 其 後 功 來 嗚 何 呼 受其 偉 哉 賜。靈 鳴 阿 德 洋。永 慕 無 極。

右代諸 君 中 村 原本藤樹書院藏 勝 拜 書

不

勝

感

物

#### 告 田 之 資

识: 鄉 天 你 ifi 1 胚 以北 江 [11] 住 415 沙文 ]) 个 度 Lie 度 火 红 打 14 tij 私 除 苏 ·Y= 红 此 浪 新 月 建 1 湿 T 弘 及 E 尚 東 公 存 朔 都 4= 越 徙 學 同 + 鼓 綿 有 振 數 九 K 董 蘋 鄉 日 里。為 藻 鄊 鄰 力 雖 諸 遙 微 生 献 祭 主 敢 開加 祀 祭 昭 不懈。 德 田 告于 之 景 資。吁。 追 業 慕 廣 藤 之 駿 尊 樹 先 深。 聲 先 生 生 恐 四 之 後 馬也 厚。信 死 海 悪 不 內 嗚 絕 道 嚮 呼。 之 風 如 深 檢 鵙 先 呼。 寒 生

代諸 君 德 勝 誤

滋賀縣高島郡 水尾村大字鴨水谷平藏氏藏幅

二五

nt: 文 1 (親文)

512

31

#### 語 祀 百百

五 十年祭

俯

伏

志

村

u

敦

助

肝疗 ALA. 党 樹 恭 政 1 惟 九 院 Jage Jage SE. 福 時 丁 ft E 谷门 日 割 秋 他 水 44 月 113 2 儿儿 凹 百 2 有 北 ilii Hi. 1 後 + 当 作 朔 名 先 生: 1174 + 學 赫 有 则 水 五 介 1 日 間 聞 辛 強 F 14 偉 門 战 天 下 同 外 朝 志 则 後 Hi. 答 T'S 曲 右 等 何 府 敢 餘 藤 昭 風 告 原 六 忠 - j-不 良 省 公 藤 H. 合 樹 11, 先

#### 百 五. 年 祭 祀 文

清

卷

并

及

此

Li

質

祭

海

儀

尚

學

TE.

(志村竹

进

福

11

院

事

勅 生 維

維

寬 政 九。 沙龙 次丁 巴八 月 2 14 成 于 丁 四 朔。二 + 有 五 日 庚 1 3 於 井 上 企 亭。宋 葉 門 人 敬

村 先 生

滅 序 流 和 毫 無不 别 龙 HH 52. 終 信 R T. 安 之 物 皆 後 阜 既 III TE. 次 常 路 白 崇 m Ti 不 生: 惑 + 改 他 年 過 岐 己心 因 諸 移 H 1 生 無 等 HH 不 Dia. 質 義 安 追 济 遠 III. 呼 京 441 德 亦 先 野 Y 先 生 - 1-Ali 恩 德 良 15 知 昊 ijt. 1/2 Ell 天 + 1 [X] 其 柳 庇 教 此 輝 R 游 酒 14 茶 F 開 庭 茶

小 H 附 北忠右衛門宅。諸生格出な 井 を以 - ( 百 五十 年息の 祭嗣すの 恕子司」之

伸

與

置

北川 氏示教錄し

百 年 祭 祀 文

> 有 Ji:

> > 九

开

時

源日

膝 樹 4: は 海内 心 學 J) 外 利 不 俊 から 先 人尚 山 8 II. 門に 入り道をきく事數年に して、 先生 世を 僻 新 -31

先生に 時 28 外本 遠く小川 すること十 を造るさい を講じ、 るな数き、 に惟倫歿 さあ なれ 從 未亡 學脈綿 0) ば 711 11: 京師 廣前 ·除年因 ごも心 11)} こも て惟 守 如何 上八 始めて醫を學び、 學學山 度屋 に北 る家 なさして儒 1-南 清 0) (1) 祭薦 もし 面 學術 りて惟清の跡を繼ざ、 となり 尚幼なれば、 街 孤 々に盛んに行は して 弱 に祠堂を建て先生 は T か 750 82 拜禮をなし奉り、 舊 231 惰るべからずと、 れば有道 業五代祖 0 n んで 如く ば、 星霜十六年を經て 速に再建 交惟 祠 に就き家 れ、心學を算信するもの多く、 四方より笈を負 祠堂も漸 堂を修營な 倫 0 先生の忌毎に香華を なさん力なく、 神位を安置 に至り、何ぞ圖 技 今を視てふるき昔を想像り感涙 去る二十三 < 敗壞 ip 舊街 學 し参ら 3: L ふもり 7 1= の体資遺 し、傍に寮を設け其生徒を鳩 せ度 今は神 日には 産をひらきしかざも、 らん。 家の門人の會津に在るを賴み補助を得て再び 少か 3 らす。 正忌 典し 位 0 しく、 天明 と 算像 而 願 天下の人近江 1: U 奉る事怠らず。 戊 ち 先ちて神位尊像を拜し、 此に於て同 たまり 申の 己 世 春祝融の 残れ に堪えず。 塵の祟りに妨げられ 不幸に · 樞機 りの不俊 志 の聖人と稱し、 今年 0 め置き、先生の 相 為めに祠堂空 商 して早く世 あるにまか 仲秋 も亦 敬みく り心學 は殊 榕亭 正當の 0) 先生の厚傷 絕 で鄙 T に二百年 を去り、 せ 先生に しく成 榕亭 望 心 な it 3 術遺說 h ふは とす 多 果さ 福 祠 從 b. 事 井 堂 0 嗣

りにける一ももどのせの秋もけふ

るの

經

編者稿藤樹先生景慕錄」)

0 源有等は 河原敬治さいふ。 淵岡山 の末裔をつげる人なり。 門弟子並研究者傳淵岡山の條參照。 (紫水)

#### (祝 \*

維 安 政 哑 四 先 年 能 生: 之 集 德 T HLA 巴 其 秋 大。则 八 月 Æ 念 汪 五 然 日。 如 黄 三年 薇 觚 琶 11: 湖 Щ 之 田 不 剛 見 謹 津 以 三清 恩 一語 酌 其 庶 高 羞 之 则 奠。祭 魏 巍 乎 似 此 江 良 藤 峰 樹 之 先 不可 生 之

景幕詩文集(祝文)

秘 有今 11: 4 如 早 Hi. 不 路 不 11 111 山 美 之 +11-知 晚 革 红 H 先 於 為 Ilij illi 不 遺 談 但 外 Mis THI 涧 之 没 大 老 所 拼字 Hi. 训 庙 7 JE: alla alla D.J. 111 將 FY 佐 义 11 親 果 記 學 先 北 小 服炎 小 HII 之 誰 入 尼 安 者 书 ill i 下 知 能 果 嗷 和流 為 亦 1 [iii] Hi. y: 沉 主 2 便 與 K 足 2 仰 於 训 不 迷 說 後 谷 寫 學 11: 親 穏 亦 世 學 IIII 不 派 先 能 占 不 宇 欽 书 113 如 Ш 哲 野 未 回 聞 慕 忠 Bib 行 之 之 道 供 如 自 先 JII! 不 所 德 灰 斯 年 4: 共 抑 12 之 夕人 哉 矣 老 不 宜 E 先 11 及 誰 収 盛 元 K Fi. 生 猶 之 來 大 合 聞 20 備 华 果 俯 逝 iL 說 忠 先 12 间 2 未 唯 迅 方个 生 不 先 審 君 非 能 4: 心 紫 1: 自 震 假是 是 711 P 加 力 松 SE H 之 遺 先 不 義 MII 於 能 服 七 朱 邻 生: 理 打 風 4.4 葵 老 之 老 -J-Mi 為 名 况 灌 能 精 -30 2 小战 齊 洪 HII IIII 之 Traff 學 所 爱 活 不 微 不 派 Ti 為 HI 未 E.E 餘 科 [治] 旭 311 後 雖 以 五 心 姚 治 不 TE 能 進 能 11 说 非 洪 2 T 杰 110 人 聞 矢11 也 腎 染 為 口 自 2 常作 持 材 共 易 思 IIII 如 2 爱 彬 不 晚 This 削 不 云 成 値 博 相 13 彬 府 SE. 君 於 H 鄉 乎 文 7/1 寫 縣 13 材 -30 -5-輩 This 字 見 3 知 荷

2

11

聊

陳

[in]

以

拜

其

Min

Mi

呼

- Li

有

窮

Illi

情

無

II

尚

一十八歳にして王子の書を讀みたり

さするは、

事

子質を誤

れり

卷之四

文集四書

解題

並

儿

例登

照

蒙

水

藤

樹書

院藏

幅

## 祭,中江藤樹先生,文。

HJ] AZ + FI 旅 年 樹 月 先 4: 五 Pin 日 伏 F 惟 總 國 [1] 瑳 郡 蕪 里 村 良 知 書 院 社 中 14 崎 男 郎 金 杉 重 215 次 謹 以 茶 果 之

先 在 益 如 著 生 金 創 灰 7 足 平 於 来 以 地 R 徵 酒 知 档 機 其 之 2 元 不 贞 心 學 波 MI. 之 則 脈 IIII 盛 探 足 方 弘 德 待 道 奏 震 先 化 俗 耳 4: 2 亦 夫 TI 湖 治 13 奥 始 知 去 平 傳 之 3/1: His 聞 效 14 數 見 北 11 - BITTO 支 百 城 雖 Tini 離 之 外 Ini 致 筒 1. 外生 R 12 其 IIII 全 知 餘 之 版 風 THE 遺 難 AME. 方 狆 聲 湿 無 IIIE 波 品品 泖 巡 泉 及 2 平 流 III 天 灰 K 比 顶 背 庶 荷 THE 消 非 :Xi 丁 應 尚 超 如 統 泛 脫 王 福 于 純 今 自 Aidi 平

藤樹 先生卒去悼之女 松 村 ننز

约

祝

文

甕 江

川

田

剛

奎

こったういととうずせんところとうり入るし

景 慕 詩 文 集 麥 照

> (藏 氏 通 德 村 中 近) 江

しかのそうえないでかるる

うちってもの

饗林上者令不見人先君迷眼吾如籍廟備良其清維

度写之年子九月日

小りのものうっとい

府位一者亦是為學者師自 先生之逝二百年於該名聲籍在人口如前日事為非不世出之大賢其安能使被世欽慕籍在人口如前日事為非不世出之大賢其安能使被世欽慕籍在人口如前日事為非不世出之大賢其安能使被世欽慕特在人口如前日事為非不世出之大賢其安能使被世欽慕君子豹變小人羊面吾也小人變典不變皆未得其宜設令先生假之耄耋之壽則吾安知其晚年之見不一變於舊時世人之敬敬仰不能轉道德之威大脩不能察義理之精微顧以人之敬敬仰不能轉道德之威大脩不能察義理之精微顧以人之敬敬仰不能转道德之威大脩不能察義理之精微顧以人之歌歌仰不能轉道德之威大脩不能察義理之精微顧以人之歌歌仰不能轉道德之威大脩不能察義理之精微顧以人之歌歌仰不能轉道德之威大脩不能察義理之精微顧以人之歌歌仰不能為而不為雖此之書中表表而不為雖是之者 鄉俗釋家之日聊陳都詞以拜其祠鳴吟言有寫而情無涯尚常能養者雖教育後進人材彬彬子輩出如 先生者又果誰也吾仰令之所謂學者果孝於親如 先生者誰果忠於君如 先生者即 先生不取 先生非力不能為而不為雖能為而不屑為為耳不知人之歌歌仰不能瞻道德之盛大脩不能察義理之精微顧以人之歌歌仰不能瞻道德之盛大脩不能察義理之精微顧以 前之 峰之不可攀辦者不遺老親縣下之侍養誠厚忠不負大則汪汪然如張琶湖之不見津機語其高則巍魏子 後榜之舜况其所陶冶薰涤靜成良材大者可以為廊 月念五 先生之靈嗚呼 日黃被 無生 先生之 111 田 麦鱼 為此 似德

慕 詩 文 集 參 照

景

(藏 書 院 樹 藤)



同

上

天台道士

杉 浦 重 剛

筆

年 (10) 小京和主意的主意了下、小用 人生之きあべるなそうかとうちゃ 奇山丘配酒清七天台溪初 三飲食和無致自智難林州 多中大な知道に富佐 上山内なほ一城之号脈社を 母送物方去此事一何方之 とからます 直直

係事湯温和之是以是松布乃行之 而行是八十行其責大例 省有感以聖 買之告 あったろろっやげ

(藏 藤) 書 樹 院

慕 詩 文 集 參 照

山崎男子ろ

景

(II)

景 慕 詩 文 集 参 照

> 藤) (藏 院 書 樹



III 抗 1113 11. 1 波 山 Yai 164 贞 切 用 功 致 命 學 逐 船 之 共 節 MI 斷 R 乎 截 靈 如 鄉 截 釘 焉 Hi 落 而 常 月 安 哉 浴 能 我 與 祉 知 之 中 平 積 宜 年 從 哉 事 於 良 知

池 NE: 先 以 Ting Li 初 4: 之 之 心 是 2 111 如 志 誠 逍 11: 志 IIII 11 秋 12/2 慶 IIII 贞 像 III 任 洪 布 行 致 洪 湖 所i 此 德 道 W 腑 共 良 義 書 之 無 致 知 風 责 任 知 者 采 風 高 其 虚 良 凤 八 此 責 知 矣 意 發 有 之 吾 尙 不 今 儕 則 明 雖 少 也 不 焉 所 其 外 蓝 以 道 Mi 里 天 口 不 運 呼 江 其 明 循 悠 山 而 量 矣 泯 跋 環 K 矣 荷 乾 涉 而 良 不足。 有 早 往 坤 ini 感 晚 來 世 來 而 其 運 拜 於 有 憤 常 緘 以 排 嚴 遷 果 之 流 鞠 其 m 苦 行 躬 平 大 四 也 節 猶 凍 海 生 之 敢 者 質 唱 之 修造 則 手 中 開 宿 書 不 必 明 志 可 龜 筵 催 功 焉 不 席。以 馬 春 利 III: 興 然 縱 遺 其 陳 溫 横 容 而 奮 道 和 嚴 而 本 機 雅

知 書 院 祉 中 山 崎 勇 郎

重 平 次 誠惶百拜

藤樹書院藏幅

年 祭 祝 文

治 + 年 九 百 月 五 + 五 日 近 江 國 高 島 郡 祭 事 委 員 長 Ш

越

庄

右

衛門。

敢

昭

告于

辰。

His

樹 刚

先

-30

Plin

恭

惟

謹 先 生 清 Ti 100 强义 加 着 中門 祇 道 德 修 好人 躬 典 行 實 先 暖 生 之 風 化 醥 間 來 里。 格 延延 尙 及 響 后 世。 吾 曹 等 不 勝 今 业 以丁二 編者稿藤樹先生景慕錄 百 无 十 年 忌

#### 外小 藤 樹 先 生

近 T 聖 人 歟 日 本 平 1 歟 東 洋 聖 人 歟 抑 亦 宇 內 聖 人 歟 聖 之 所 〕 為 聖 古 今 東 西 蓋 英 揆。已

景 蓝 詩 文 集 鼠 文

能 近 12 iI. 己 平 Ti 人 12 所 人 以 - | -寫 能 学 内 2 下之 平 1 100 果 能 僅 此 74 道 -灰 其 平 德 1 F 政 小 III 441 订 之 後 潮 高 進 11: 鑽 之 欲 畑 企 图 雖 答 外 灰 FY 不 肖 不在 天。

先生之靈幸照麼。

浦 重 剛 拜具

#### 祝な

花 組 遺 心 纸 illi 凤 明] 长 消 後 欽 跡 治 意 淌 如 框 元 矣 何 張 先 + 下 哉 疵 4: 又 114 祭 III. 旣 北月 遺 先 呼 消 小 年 生 先 耗 -111-風 + 以 其 風 HID ALL 之 月 111 H 以 IJ. 降 明 叙 風 維 斯 日 [11] Fil 持 心 FAL 75 陷 大 往 一员 源 "庆 2 湖 家 湯 書 2 道、 -117 F 任 生 如 源 伏 不 灾 水 泉 惟 執法 此 الالا B 共 先 道 尚 派 仲 湖 JE 其 生 淡 比 -30 2 遺 耶 良 至 為 1 拜 德 111 稽 凤 山 刀 个 10 省 扶 III VII H 敢 共 柏 不 卿 炤 高 回 告 圳 助儿 SE. 常 膝 [6] 於 瀾 心 也 樹 沈 出 2 於 先 洲 都市春日精之助 -1: 脉 古 旣 生 是 之 逃 倒 相 共 ALC: 縣 ĮĮ j 共 帰 下 [4] 至 调 氏 係 訓 Light 11/] 先 報 111 家 斯 光 人 2 學 道

#### 祝 文

維 明 治 174 --= 年 月二 + -6 日。 不 竹 東 敬 治 謹 再 拜

藤樹先生之靈。伏惟

先 蕊 4: 大 本点 Hij 2 所 以 113 脚 風 行 於 字 前 之 IIII 能 振 動 THE 限 賢 我 能 MI 起 無 限 偉 14 Ti 他 故 平 哉

先 生 715 1/2 He 证 德 風 Hi 长 至 版 高 沙克 至 Hill 弘 速 ilij 共 们 自 致 然 川 2 千 似; 近 11 至 不 彩 省 狮 敬 H 治 11 41: 1 3 天 11 服 IIII 1110 Ti. 先 木 計 微 坳 120 亦 遺 不 illi 遺 仰 洪 IK 34 是 以 Ti 111 之

K

先 以 11: 北 12 光 和 11 11 4: 所 Vil 修 44. 今 Hi 華 不 本 H 川川 先 君 將 -F-欲 遺 111] 像 致 斯 之 道 以 於 神 補 111 道 人 心 之 幾 分。而 未 得 其 徒 其

光 4: 15; 沙、 归

先 欣 波 田公 赋 1111 先 君 子 亦 樂 侍 其 孰 左 右 共 市中 為 同 心 有 話 振 無 間 動 興 日 起 暮 唯 于 我 悲 則 不 肖 獨 在 塵 無 由 就 附。

II. 礼 学 切 Ilij 1 征 交 奮 雖 外 夫 人 亦 411 精 高荷 果

光 先 生: 生 IIII 在 精 我 illi 身 不 伏 1E 願

先 其 哀 鑑 此 心

東 敬 治

再

拜

不肖

本藤樹書

### 洗 心 洞 百 志 祝

む 風 あ 20 終 100 11: 浙 1) 組 熄 35 13/3 AU 大 な せ 後 位 3 -11: IF: 以 书 妆 12 八 1: 相 绝的 我 T Y 箱 年 跳、 携で 益 は 1= 邦 + 十二 陽 -111-月 品 12 1 先 餘 此 11/1 b SE 學 4 -11]: 所 1F 六 0) 猶 1-0) せ 光 0 苍 遺 は 111 1 今 開 H H 教 未 時 洗 T 0 加 傍 to 72 親 な 心 宣 去 其 旣 5 洞 h 0 5 學 揚 < 0) 1. 同 3 慕 德 沂 TP 其 志 以 講 n 江 學 香 前 化 7 ば、 聖 じ、 深 菲 1 は 人心 拜 愈 庶 1 人 英 3 12 0) 羞 其 心 n 廣 質 を 0 O) 安定 安 ば、 育 大 稱 德 典 カ を受け な 高 多 5 1 設て、 3 道 恍 純 ずつ 德 2 3 1 3 孝 特 0) 0) 7 道 せ 至 1: 恭 振 あ 50 英 3 德 誠 興 孝 しく るの 霊 ·實 親 8 振 我 圖 0 藤 は 1 踐 ず。 等同 鳴 接 5 心 樹 躬行· する 呼。 んこと 厚 中 我 志 < T 等 平 大 カジ 先 を 哉 言 をし 若 素 1 生 冀 姚 先 0 30 生 行 霊 7 江 利 轉 今や 能 0 を 0 禄 流 德 < 祀 12 0) 情 世 人 憂 to 3 0 を 懼 界 汲 盛 薄 み、 哉 感 伏 1 0) 化 先 堪 大 L 戰 夙 生 す 7 さら 生 は 3 1 惟 0 化。 3 仕 0 3 高 涂 0) 3

後學 高 瀬 武 次 原本藤 郎 謹 白

Ξ

樹書院藏

尚

7

テ

-

ン 大 11---年 fr 月 + H 旅 樹 水申 社 創 T 協 賛 自 長 弦 賀 縣 知 4 從 74 你 動 等 堀 H 我 次 郎 縣 Tit 族 村村 河中 市上 金

(3) 省 謀 Mil 四 亦 1) 郡 縣至 備 當 HI 7 派 寄 T. 12 Mil -F-7 ソい F 3 佐 京集 修 明 4 セ 其 111 Tr. 龙 ink 而可 野 村村 ---- F-Title hr. 彼 1) 滉 -森 7 高生 7 带 次 盛 Nil: 昭 YY: 地 12 子-肅 輔 柳 郎 111 1 鑑 -贈 -)-弟 11: 温 横 村 12 7 0 授 MILIN MILIN 道 IF. 久 11 5 久 1 y 乃 114 R --1) 1) 111 n ス 0 進 行 庶 チ p 0 I 1 3 发 地 101 益 此 14 ir. 7 介 些女 ----3 12 1 鄉 完 剙 X [[]] 鳩 1) 思 先 -×: 建 前 惟 THE PARTY 1: 友 -F 7 x 1 享 告 敦 茶 テ 風 7 セ 丰 ス 里产 祀 經 鄉 ラ 庇 --胜 固 1 化 Tipi []] 些 7 7 12 1 1 0 所 萬 雷 所 1 各 7 E 先 7 7 亦 1 12 古 旣 連 今茲 官 而 共 生 不 ナ 易 1) 1 p 汉 -= りつ 計 若 此 先 業 1) ナ 174 0 月 フ。 志 丰 4 北 1) 7 0 浙 先 坡 44 其: T り。 官 生 则 卽 74 7 3 方 告 允 サ 3 1 千 チ 此 學 准 1) 共 ---以 竹 7 7 良 是 延 34 -4 =/ テ -於 攬 縣 永 先 E V -知 テ 而可 ク 7 加上 煙 1:1: ス 7 望 翁 百 平 洪 波 = -1V 致 列 祀 然 111 德 4 ---3/ 浮 = ス 1 ル 7 1 純 0 鳥 東 有 D DIT THE. 1 7 考 並 テ 丰 除 窮 遠 歌 -老 吓 年 413. 111. -}-IIII [[]] 渊 語 之 ナ 應 -F-飛 =/ IV IV ス 其 原 7 ラ テ 嚴 =/ 7 -IV 德 聞 得 1 FE 西西 Ti 12 7 10 立 奶 琶 湖 泵 丰 1 ス 以 齊 湖 h 12 外 K 7 12 テ 乃 及 1 3/ 7 1 ----H 7 1) 77 足 HI 峙 U 要 0 出 テ 相 \_ 于 チ ラ 1 彌 肾 宏光 7 1 共 ス 南 設 ラ 4

### 祝 詞

原

本

藤

樹

藤 樹 前申 社 鎭 座 派 iiii

手 掛 慕 麻 久 比 志 毛 III 是 仰 支 原泰 水 村 TI'LL pipe TH: 部 藤 ガ 村計 大 前旬 前中 H ni : 創 Hill 37 川战 協 I'L 拧 11: 何 語 1 870 Jy 思 1 等 美 思 14. 議 注 111 E 1 1. É 1/2. 编 遠 永 大 酮 Hill 那 プラ 艾 [11] 太 炎 竹 亦. 炎 大 11-儿 稜

威

13. TP. 御 1/10 始 11 The state tho 手 新 H リリ 种 THIN 朝 MIL 御 H 12 アク 信 制 乃 味 御 11 H 物 向 手 代 乃 布 樯 手 御 處 肥 丛 4 Ш 刀」 志 作 B III 加 11-乃 久 鎚 置 里 久 奉 II. 足 11 處 波 止 大 之 F Fi. 爾 H 津 奉 齊 H 良 波 脈 根 久 波 開 在 里 宮 手 禮 平 清 止 柱 久 麻 太 毛 安 波 數 久 里 T. 日 聞 高 弖. 手 獻 吉 天 召 原 字 奉 日 爾 留 乃 豆 那 幣 吉 千 比 帛 時 木 止 高 波 給 知 撰 比 御 定 豆 豆. 饌 米 天 仐 御 酒 其 乃 與

# 皇后陛下御使御差遣祝詞

型

徘

先

此

リリ

大

11,12

手

穑

宫

乃

常

宮

此

長

八

爾

鎭

座

世

止

思

美

告

美

白

須

樹

꺠

社

所

藏

原

本

八掛 Y: 11 光 御 11: 採 一大 部人 Ti 给 HII 此 胜 母 天 H 19. 地 リリ H 御 1 H 畏 伎 リリ 波 J'1 1 Bill: Ti 縣 限 御 1,5 11: 御 使 MIL. 111 111 久 本 社 手 手. 111 ri. 杼 昭 族 111 磞 1/2 后 母 村 御 1,1 輝 读 介 能 今 市申 加 酮 久 御 職 H 加 安 酒 乃 乃 芯 福 御 手 吉 大 米 介 長 用 前 爾 久 始 係 日 仰 乎 米 爾 賀 生 志 御 食 海 H 祉 米 卫 鞆 日 册 Ш 司 野 乃 給 乃 山 7 野 手 足 呂 倍 足 周 刀 御 田 乃 差 H 漕 刀 恐 世 乃 種 美 爾 大 種 波 撰 恐 恐 宁 宫 乃 左 定 美 美 里 爾 坳 惠 米 巩 乎 母 給 座 匹 給 美 比 氏 大 此 母 白 高 幣 須 幸 阴 机 氏 白 左 倍 爾 帛 御 久。 手 給 神 置 此 足 刀 令 波 氏 大 奉 芯 捧 天 原 沙州 津 給 旦 本 藤 日 國 仐 布 樹

### 人 调 官 王 F 御 作 文 御 下 附 奉 告 祭 丽 福

神

社

所

藏

嗣知

乃食

大

御

須

皇

賀

爾

日

乃故

御

響 謹

大 掛 怎 mill رار Til: 111 Till I 化 俊 縣 御 秘 那 141 旅 7 樹 齊 浦申 伐 社 アケ 御 大 高 德 前 波 爾 志 派: 母 F 野 國 內 呂 萬 周 人 ---恐 乃 只 美 恐 管 爾 美 仰 母 岐 白 奉 左 里 久 尊 美 奉 禮 留 中 爾 曩 爾

景募詩文集(祝詞)

Ξ

III. K 刀 Fig [11] 八 Ti 炬 E): 红 17: 湖 111E 1 至 姿 竹 伎 由 1 到 今 位 44 我 JI: 良 麻 元 11 子 灰 H 11 湯 似 女 リウ アリ 个 夜 プリ E 柳 1] 1,s 守 共 是 良 H 美 加 日 久 手 M H 手 11 大 4 手、 酮 中顺 4 11 -111-THE H 大 手 米 平 雷 守 敬 前申 介 乃 有 数 給 竹 米 手 比 久 足 介 比 給 本 禮 安 日 道 道 ili 比 比 今 介 刀 給 撰 手 几 慕 久 日 奉 比 定 波 否 111 比 市市 間 敬 奉 II; 米 志 久 加 食 111 数 留 丽 比 毌 芯 II 給 水 市中 大 事 有 נית 米 H 食 市中 道 管 事 1,7 丽中 נית 本 手 H II 逃 乃 现 彌 Ill 冬 花 留 比 和 +111-手 盆 伎 歟 給 和 丽 米 手 坳 益 手 給 比 乃 4 m 致 雞 志 坳 出 布 II. 揚 給 阜 左 比 大 44 比 志 志 车 中派 孫 志 米 34 留 的 芯 有 給 茶 芽 波 耳 比 最 難 里 出 御 手 威 得 伎 皇 朝 計 度 7] 蚁 DE 德 SI 御 19. 狂 文 ブケ 荷女 リリ H 手 俊 芽 覧 出 强 始 此 茶 大 光 H 度 我 11. THE 依 最 輝 奴 此 志

### 害輸

J.

[13]

H

部

厝

H

輝

16

米

逃

刀

恐

美

恐

美

毌

須

原

本藤

樹

所味

配所藏

## 常省先生書翰一節

相 談 全書序文之義、 拙 夫 作 恢 Iffi 8 如 何 1 候 條 藤 护 懶 齋 所 望 可,申 と存候。是も い まだ思案決 (京都 M 不 Ш 元誠 1 你 氏 版 追 Im 御

### 常省先生書翰

年」去先無,別條 彌太郎殿与御供之由御苦勞存候。 相 務中 候り 御内樣助左衛門殿へも御心得可以被了下候。 當冬分部公京師火消に御上京被、遊候由 御大役上下大磯成る事さ存

凶 被仰付 年打續 八八十八 執行 講堂春之祭禮も何も御出會被成 來 本 被 候 は 版 よし、委細源兵衛よりも中越致派知一候。 入御 日貴 入部にて可一有之と存候。 被下候 鄉洪 作 処も 111 水鴨川堤切にて損毛多、里中へも水入候而、貴宅へは御床へ上り候由 御 寔御厚情之至不,勝一威 苦勞可」有一御座」と存候。 候而御執行被成、八月忌日之祭奠同志中御來會貴樣降神御務被 左近能登可,申候間、 謝候。 東國筋之他國こも風水の損毛夥敷沙汰三候。其故か穀價 少も早修覆仕候て可然存候へごも、先當年者作葺難、仕 然で講堂之やね損じて付致 其上にて何さぞ致了簡優覆致候樣可」仕候。 一修覆一可然と思召候 難義致推察 丽 一候。 積り mi

條 當府先火事沙 不及多毫候。 冰 恐惶謹 2 137 1 静 2 御 座候此元仁兵衞せがれ甚右衞門罷登候。 這邊之樣體御物語 可!申上ご存 候

中

江

彌

郎

(編者 職幅

霜月二日

BO

高值

で候

III

處土

一一方別

illi

可為

|困窮|で不」堪||憂患|事で候。

Ш 庄 次 郎

間堂さは藤樹書院を斥す。

0

中

12 学 **%便相** 待中 事に 御座

御 慮 洪 外宣面預 後は 快の 1) 引 御 定 御 又は 物 110 III 遠能 得候。 加 女子 以 過 便 THE 漸越 寒氣 ME 事着岸可被致で存候。 猾得:後音之時一候。 河 座 人 中候。 遲引甲候。 愈御無 恐惶謹言。 慥に御受取可」被成候。其元講堂之義諸事賴上候。 事被成個座 隨 而日外彌 一候哉。 三郎 方 此方無 被 柳 具儀 越 一候 布晒 一能在候。中江彌三郎儀子」今便無 出來 申 候間差下 同志中へも作 中候。 351

十月二十三日

AL. 1 文 集 (書輸)

景

中 江 數 馬 花 押

三五

、編者戲幅

小 111 庄 次 郎 樣 御 中

# 板 倉内膳正の松平日向守に宛たる書翰の一節

叁間 其 たし申候。 敷俠。 1-者無澤蕃山之義勿論下人迄も他所へ往來無用ご可、彼 何之あやまりも無之候 編者云ふ。 然共父母の所、また江州 其元へ参候は 此の書状によりて察すれば、熊澤了介が常に先生の遺跡を訪ひ、墓巻をなせるものなるこさを知る。 い遠所になり中 間 11: 身 小川ご申候所師之居申候 他 所 候間 ~ 0) 是もたい今のごとくはまいり申まじく候の「熊澤蕃 往来は 不及中、下人も心次第 仰付一候哉 舊跡 との事 候 而、はかまいり かか 0 二可被成候。其 者對公儀へ少も なざ、 年に一 身大かた他所へ 御 111 ごか 兩度程

# 御墓圍垣建築に關する書翰

申様に念入置中度候。たどへ直段は少々 で奉、察候。 部 而みがきなざも能仕候様に奉、賴候。 御 去 七日出之貴札忝致,拜見候、先以殘暑甚 在 京 Ha 貴面 は始 に何 終に得實慮添奉。存候 上候通永人の御事に御座候。殊に列國之同志御墓參被、致候ても麁相 且御賴中 極より増低て成共、い 敷御座候へ共、御家內御 上候先師 御墓園垣之事彌以仰付被下候由、諸事御 つ造る一、破損無之樣に被仰渡可被下候。 安泰被 成 御 座 一候 由 珍 成 る致方で被思不 重奉。存 世話 如來

手付銀百分渡し申様に被仰下一則相下し申候。彌八月廿五日前に出來掃除をも可。仕樣に社慶事に御 木にて可然かご奉、存候。夫迚も御 丁簡次第に 被 成可被下候 别

門之事石にて可被成

候

山、被仰

下一候。

尤石

にては永久に可有

御座

候へ共、

重候画建明自由仕間舖奉

私其も御祭後に罷下り中心得に御座候。 貴公にも私口御登京被成候哉、 河 合 其 刻萬緒可,得,貴意候。 德 右 衞 門 花 押

志村竹涯翁編

書院記事し

七月十日

大 东 周 介 樣

御

年 始 狀

之眞 計 陽之御 路 THE 共 異加 ILI 慶 Ili 111 重々 11: ·候所 候っ 申 吾人志之强弱工夫之疎 今日 納 候。 者如 貴境 旧 御 例 Min 一於學 堂 御 舘 安靜 密によりて其功之有無顯然たる事恐入耳に御座候。 一讀 書 君 初諸友集會 彌、御清 福 仰 御加齡被 師 恩候。 成欣然之至奉 且自反慎獨は 存候。 學者入德之眼 當地 唯冥加を祈之 目、 作聖 故障

IF. 11 ---17

他

115

奉存候。

貴境春來御屬進之粧被。仰

示

可

被下候。

尚

期永春之時。恐惶謹

一言。

淵

貞 藏 維 花押 同 良 藏 維 花押 野 村叉三 傳 郎 兵 信興花 衞

伊 渡 郎 兵 原

嘉 兵 衞 桂 进 右

几 郎 平 野

此

右

尉

道 康 左 衞

村 周 介

藤

林

NA. -1 郎 樣

ni 儿

下

編者 生行狀開傳 35 此 書通は享保年間京都葭 頁を参照すべし。 屋 町 0 同 芯 より 江 西 0 同 志に 送れるものにして、當地學館さい へるは葭屋町の講堂を斥す。 份藤樹 先

志村竹涯翁編

喻 執 齋 書 狀

37 弘 il. 文 集 (書翰

111 3 御 不 F 11]: 順承 道,可 失候 無念寄 新 候 1. 路 失 144 安候 御 til. 神豐 之大悦 林 The state of は 合候 ilii III 不 沙 닌 と貴 [27] 々存意も有之、 と打過 仕候 11] Ш 去 计 H 作 ini 有 III 之志 致 1L 休 為 11 间 導 11 1111 候 心 非 11-原间 候 1 8 H jl: 绝的 去 御 無 出 德 候 年 岡 14/5 之貴 一个 候 全家 [8] 8 候 H [11] 故 洪 IC 先 札 / 斷 御 節 博 とは J. 達 - | -揃 御 収 二川 mi 月先師 御 不 開 申 Lij 夫さへ 安全に िंग 貴札 11 -談 被 俠 [14] 候 御 之御 御 H 下 退勝に 御 别 Thi 1: 候 祭之節 越 報 111 相 此 4F 此道 被 道 達 て、 III 日 V) 不 は 下 被 别 征 致 講堂 候 加るに老 簡 にも 成 FE ITI. 及延 見 谷 4] へも 不相成 一候〇 書被 親 引义 目 惘 [1] 111 御會合被 日 则门 F 岡 度 15 1. 候 不本意恥 田十之允 尽 增惠等 中澤 自 1 15. 共年 致良 成 候 ihj 候 已仕 所 殿 入存候o 心外一 知 111 111 1,0 11 **本** 威 答 之外 候 V) 冬然 焦 報 紙 ME 果 諸 11: 心 何 压 に及 候 3F B 儀 他 水 八 御 順 11 17 וול 貴報 有恕可 12 1= 分之德 此 年 候心 と難 付: 1 力 取 [ii] 對 俠 11: 3 L

御有恕一人。猶期永日之時候。恐惶謹言。

有有 御内 林 邻 113 林 \$ 官不 401 -[il: 华 共 B 御 傳語系 本 レイジ 候 III 少次 御 形製 HI 1: 候 棕 --H 恢 何 \* 打 揃 無 海に龍 (E. 信 101 H

正月十八日

原

仲郎

原

三輪善藏希賢

押

世

滋賀縣高島郡大溝町原田知近氏藏幅

0 Mi [1] 十之允とは間 [1] 季城江 .') - L T: 17 7K )(前 文初版 脫 油 事 IJ 版 H 加 近 K V) 17 意 0) 報 41: よ ŋ 試 成 iis H:

### 大鹽中齊書狀

附 仕 企 度 報 為 一書院 被 华 机 F 机 及 制料 守 Love. 候 候周 江 花 1 0 間 地 城太夫 取 寒 -成 村1 --等 冰 信 預 1 谷 % 宜 御 樣 省 御 御 授 揃 教 娴 机 HI 御 III 之至 健 被被 全被 F -御 成 入奉、賴 瓜 御 候 勤 當 仕 地 太 相 敬 隔 賀 片 候 候 我 伙 二付 何卒右寄 版 樹 11: 院 附 之寸衷 **前**士: 弟 .共: 不 F

先儒之說纂拙筆相揮乍

序献是

處

투

渊

H 11 良 國 知 12 1: 膝 大眼 狗 IT: 17 德 御 目 书 差 所 之處 有名 1: 1 月左 14 は 0) 村村 不 1 候 加加 一時期 12 致 跋を染筆 良知之三大字並 御怡被為 只其字畫筆 6 たし有之、 成候里、 勢墨 右 小公 色巧 河川 よ b 拙 手 能澤 嚀 筋を以 美悪を Z 5 被 介子 僕 仰 論 1. せ 3 水知 サラ 被送 賴 越 仕 11" 則 候 1 是亦奉心心入 佐藤 俗文を上 級 而 已にて、 齋も 卷 候。 染有之、一 Z 一向翁之 た 此 1 節 心 備 齋 前 始 學 年 緊要 より 出 ılı 同 公

共外 者忌諱 是も 拾置 記 御 候 州 拟 樣 秋 1.14 从 伊 候 15 12 參殿 丹家 天時 K 福 不相 恢 2 惊 狭 御 恢 守 X 相 20 心 之道を Ub 10 秧 派 富之者 松の さ奉 神も 版 右 不 は 掛 3 彩 是 見 4 为之 候 作 俗 竹 於 全 泥 段 樣 並 版 心 献 不 存 僕 悍 1 岩 13 御 大 共、 112 11 得 並其 呈仕 蚁 候 H 若齡 大 狐 木炭 學 字和 躬 7 悦 守樣 豐 よ 河 僞 行義御 汀 地 候 飲右之外勢州邊之 名利榮辱之念を不」離 3 仕 附別 之御義谷 嚴 11 游遊 致 為 本 御 候。退隱之身外 も右藩 北海 子 依 同良 良知之義右 决 致 护 之者英 紙寫之通 候。 Mi 勸 可仕 断に 置 候 津 出 知を 候 樣 0 吳 藩之學 E 7 積 は 左候 並 ては 儒 力安 信 先頃 置 10 御 跋 名を 此節 にて 候 奉 心 老 は 重 者 も段 2 旨 仕 得達 御 綴右 禄執 臣 之罪 冐 10 慕且望 向 認 御 候樣 幾 招 實 始 被 世 承知 遣 な興 內 經 7 地 卷 法家 7 上 MI 仰 は 相成 侯 1 義 不 拜謁 軸 Z 合 候事 1n 家藩 被為 御 候。 起之者共多作序 法 口 沙 忠孝仁義 Z 書 不 仁 御 弟 述 仕 て志 御 汰 更 卷 少 恕可被 輔 子共教授三 臣 御 候 在 目通 無之講 不宜 n 必 重 佐 齋 聞 3 有 候樣生 直 一役之內 為 始被 z の自 經義 n をいたし 之向 Z 御 候 御 誠意 下 迈 精 Z 學 5 惑 候。 為 口 付今般 憚 却 遣 憤 にて 神 少く 御 良 不 沭 成 被 則 事 發 to 1 物 先は右 知之義を 26 仕 申 御 Vb 入門 少 而 御 仰 語 者 右 樣 候 より 昨 前 Ŀ 盡 已にて只上下共孝 座 得 如 z 御 稀なる 書跋文 昨 致良 可 Vb 不 而者 御 僕隱 心 明 段 日 滿 Z 被被 意 藤 挨 掛 足と 主 知 々右翁之致良 藤 置 撈旁御再含 樹 齋い 者 1 御 n 睯 送 之學 蒼生菜 樹 翁之通 忠 乍 **一个个** 候。 候。 如 付僕之狂人 君 翁の 跋文送 陸 義 何 乏 Z 3 成 志向 色飢 如 御 且 明 宿 b 奉 德譽天 之義 ·悌之 IV 春 何 志 如 事 z 遣 斗 齌 知學 餓之 出 暖 存 當 往 武 此 を嚴 風を 候 和 歟 來 障 K 候。 3 欣 遣 時 賴 F 再 近 = 御 可被 b 再 起度 僕 敷申 候 座 起 躍 海 日 衞 越 之無 暮 方 候。 右文 候 U は 仕 內 殿 4 依 候。 遣 書院 長 素 12 行 領 素 Z 2 T 遠 推 大 通 哉 村 寫 相 恐 K Ub 知 慮 中 狂 移 息 掛 3 成 攝 本

大 鹽 平

八

郎

後

茶

花押

十二月廿四 H

前 Ш 小右 衙門 樣

恒 加 羽 伸 樣 棕

原

H

長 野 主 稅 樣

編者按するに此書恐らくは天保四年の 書通ならん。

(大阪市森下博氏廠幅)

### 春 日 菴 書 狀

鄉藤樹 候 相 先月一日付之御來書同月六日三相屆 も前 H 娛俠。此學衰颓 な御 時 日 下殘熱 一翁之鄉三而我東方姚江之開祖此度吾子之志非,偶然深以感喜三不,堪候。 來 z 訓 倍候樣 御 篤志之程深感 干 相覺、 萬御自 、確實二工夫を下候人實二家々、方今確信。姚江一如吾子一人誠二 愛勉進 此樣子二而十年二十年之工夫ョ下候がい、少しは相進可、申と存候。 入候。 相 祈候。 1 一拙者未熟之學御遠來之情二相負候樣覺候。 致於誦 草々不乙。 一候。 殘暑酷候得共先以 愈"御清適 作去自是五二 海內幾人嘆息二不城候。 此頃い拙も氣力快壯讀書之業 後日面晤 勉進可」申 過 日 は 可相 御 且貴 出京 と存

### 八月八日

春

日

讃

岐

守

恒 गा 惟 江 樣

之山 倘 K 刮目 Z 相見候。 凡例 御 然レバ右上木い相止メ可」申哉とも存候。如 U =/ 御 面 倒三存候。 此節 不圖主人家へ西河合集賈入中候。 10 其中二傍註之事有之候全夕偽入 (京都春日精之助氏版稿)

### 古古 秋 加加 書

色次 も、経済 3 秋 條 依 Hij 薄約 よ 御 TI 月 副 1) 11 13 圳 141 IV] 12 - , ; 合 8 Ti. 無事故 既 處此 之處 後春頃は又 と言 御 被 H 不 下度候 座候旁是非其 當月末より九月初 御書中之趣是非 細考さふぞ高意通 市台 送 ても [12] 光 第 H 什 12 無御 Hi. ル適意消暑之計 候 此度之用 H tri z 座一候。 誠當年 Z 御 和 踐約 遊助 一二には是非る相迫居其前七八日 向に Z 達 は 右之様子ュ 仕度と奉が存 可仕 相 珍 て上都 奠之一役にも相 IIII 達 敷暑 已 拜 旨縷 見 氣 可仕 仕 付さても今度は罷出候義難相 病軀大ス 一夫故御工 々被三仰 座候。 候 心 組居候故其節は 加候義本意 右こ 再答も延引仕 炎 木 |厚意溢||御 騙 「頓夫故 付先書之 張之 候 季夏之末以 z は乍」旅中」雑用も少 紙表汗 御 研 候。 必書院 申 座候 進 不應高 候 御 間 赧 清 涌 來 之極 叶 無兎 貴境 瞻 滴 は今以 御 御 拜可仕御 意一候失敬は 座候。 z 清 角承知可 御 修 再遊今度は無 座候。 之義 有之何分 御手 切諸家之來往 便 抃賀無 3 御 ,帖相 仕筈 藤樹 御 海 座 達 公初 量 z 三覺 候節 被 候以 も遠 御 3 正 東 座 下 3 3 奉存 相 度 來 遊六 村 候 且 是迄 候來 得 村 絕 4 戶

拙 其 131 御托之義承知 什 候。 歸鄉 之上何 V も取計 河中 候

12 疑 拙 可仕 和 來相 書遺候義相 藤 座 樹 左樣御 成 真蹟 は 候 1" 承知被工 之文字遺 御 で中合 合居中候。 Hi も先 下度候。 候 忠 事 其外書院之拙作 候 ح 隔絕 御 間 扨右之樣子御座 座 可仕 御序之節 候。 先要旨拜答如此時氣 何卒御 眞蹟御寫寄被 し腹稿 候得ば先書こ 書希度候。 も御 座 候樣 候 御加愛被成 申進候 間 昨日春 奉 相 煩煩 約 通 候條 候。 中 日 秋後 御凌候樣 氏も來訪折角貴 度左候而 々は遅 Z 候得ば一個 五 1.何卒双鈎にて御 六日にて 一
耐
之
至 御 兄之 座 一候。頓 3 度御原衛 候 御 御 命 首 ごる。 駕 候相 。願 方有之 1。復0 何如。 追

月初

间

右

in

此

0)

当恐らくは

一天保十

PU

年

通なら

20

(春日精之助氏報

H 精之 助 氏

哥

景 T 詩 文 练 つ書 嗣

# 春日潛菴與。岡本經迪」書

11 昨 疑 Ili 先 以 夫 Ifis 14 凡 华 集 il. 在 非 11 Im 斯 學 SE 耳 恒 Inti 寫 學 -非 沿 10] Ink III 12 -5-耶 老 於 否 時 1/1 健 Hi. TIE 1T ---我 陳 得 174 溪 則 來 州 作 71: 哲 心 E 红 為 戏 · 五五 方 学 間 -3-子 游 - f-П 友 舶 論 III. かい 洪 П 全 1 术 [1] 是是 E J. 始 Fil His 话 彼 Fil 刀 此 狗 未 亦 共 Illu 755 知 形 家 況 疑 FAL FE 我 邦 IIII 主 減 H 外 於 沙 此 友 FIL 塚 其 -1-Hi 深 也 於 浴 未 信 村 他 图 击 朱 松 初 IIII 加川 念 自 乎 浙 發 斯 子 年 說 何 快。 挺 FIL Falls 2 又 花 以 1 得 年 始 方 其 1 哉 況 如 為 也 朱 1111 於 illi 1E 四 何 不 想 此 111 É 慕 如 說 云 一首 Hi. 如 之 性 又 先 非: 111 ---何 11: 以 之 F 牛 月 百 亦 元 立 私 遠 始 某 如 聞 IIII 順 IIII 乎 疑 稻 明 沒 1262 旅 之 志 B 个 之及 北、 特 3 HAF 彩 未 樹 必 なる 自 達 [3] : 4 爽 区 如 10 1 11f 以 造 伙 定 序 11 行 芸 矣 -10 11! 樹 分片 能 詩·明 夫 4 招 如 純 潮 夕だ F 友 此 -潜港遺稿一卷二 徐 11: 年 洪 獨 也 华艺 所 則 III 个 招 那 升 以 後 獨 子 The IIII 行 有 洞司 子。 子 出 健 悲 = ' 寐 四 好 统 立 1 所 無 横 涉 門門 如 承

# 藤樹書院再建に關する山崎天遊の書狀

詩山池風

绝

有苦葉の

篇

此書中年之作年次未详。

紫水

尺素 先志 b 書院新 趣 村氏 FF 派 啓 賢御 築 過 よ 般 h = 序 雲章 IX 在之事故定也一容易二致落成一義 111 懸九 越候省附 粉多端 一点 金之形、即今金 數 不圖 過、 膝樹 致答書選 書院 Hi. 111 -1-处 处之事 Di 水 ご遠察能在候。跡 到 敬 贈致 御 百方斡旋之山、 海 1 浴 候問 希候つ 御 落手可被 未 会は 被 帝 便終生持參 領 丰儀 .降疾。 ALL 候得共先以 之深切 土木經營之義狼て 事 - 候間 一喜思 盆 不 御 清御 117 清 邴苗 الألا 水 察。方今道 御着 賀 不 候 省 1 本 來 Z 却 相 說

乎視之、其篇志豈得、不。養歎,乎。不肯死。守王陽明氏之良知學。旣十有餘年。其生平之功夫□□□□更無。逡巡假 **有.藤樹先生之着.先鞭|而發揮導引.之故也。此我黨之士生平所。以欣仰而鞠躬拜趨|也。願くは諸賢察.□芹之衷情** 之任而 し壤地を接して自操。版插。萬一之力を添申度も、奈せん千里江湖外に在て鞅掌する能はざるを。幸に有。諸賢 陸沈人情澆滴之際衆心を團結して一大美功を奏する事、其勞心拮据深く想像仕候。頑鈍不肖の如きもの、若 鞭勉能在候得共、未必無得力之處汗顏之至り候。雖然得,確乎定,志意之方向,而窺,甚然靈明之天体,者。偏以 結構仍 | 信規||神主儼然祠堂に安するは豊非||諸君之偉功|| 乎。陽明王子曰。良知之明萬古一日。今於||諸君

戶 良

木

介得聞

|落成之報||ば其喜可」知のみ。此段偏に奉||合掌|候。草々頓首。

侍 史

倘 ん金不足にて造營差支候はい、 社中及び私友人等相勤盡力可致候也。

編者稿「藤樹先生景慕錄」)

山

崎

勇

郎

編者云ふ、木戸良器氏は滋賀縣滋賀郡木戸村の人にして當時高島郡長の職に在りたり。 尚前掲祭文 を 祭照すべし。

### 式部長三宮男爵書狀

般御座候處、 益御清康大慶之至奉、存候。陳は兼而 御 出願 相 成候

场 金之義、 本日 金貳百圓丈中江藤樹遺跡保存之為

為御知 賜 和成候。 一中入候。草々頓首。 右被 仰出一候。 互 誠以難有冥加之至候。 縣知事る表面之達可」有」之御座候へ共、不取敢

義

胤

藤樹書院所藏影慕手柬

三十 一年三月六日

生 編者云ふ、河毛三郎氏は金澤の人にして営時高島郡長の職に在りて藤樹書院維持確立の爲め專心盡力せられたる人なり。 補傳第三十四項參照。

景 W. 詩 文 集

四三

### 拔 本 寒 源 三公川 私 抄

輪 執 濟

渡世 する 塞 流 源 かっ 0 0) 論 1: 道 0) R ~ 學 さん 漢 徒 10 逐は 毎 弊を論ずれば、 六の 11: 人 1-泚 1.3 治 至るまで るう者なごは 1 に學ぶべ 页 來 ひて 說 に又此 20 を 雜 願 不 +11 即 老 得 1 信 1 50 佛 师 亦各 者を合は どころ 洪 U) 皆以堯舜とな 1-勒 -10 夫後 之故 入徳を 風 々其なく 者 勢ひ 0 To あ 111: かっ 目を脱さ 3 せて七となれ 略 不 成 0 カラ 能ごころあ して、 知 行も 如し。 h 誠 る ば せりつ to ~ あ どより不 くして、 らさ 事 韓 儒 物 退 りょ 風 實に聖人に志す徒 りて、別 れば、 0) 之古之為 诚 沙 間 然れ 1 1 彼七を四に 弊へ 推 て王子 ば是亦與 に學者 究 せ R を以て其是非を定むるこご難 50 3 者四o士農今之為 0 0 となりて學びざれば、 學に從は カコ 門も亦才 三異端 され 考て見るべ せる功 一合與並 ご是を 德維 10 は 君 比 心口 び馳る しる俗 獨 備 於王 に事へて暇なき者、農工 は 求 る人歴 8 類 朱子の 共責を塞ぐ 先生見之のみ。 佛加 す なら L かっ 12 と云 T 學其 h るべし。 として 事 かっ 0 物 て、其六 門人より 1 王先生 可 不能、是今 求 然るに 見 神 王氏 也。 を 私 按 商 るよ 聖 淑 其 74

其 邦 は (博文 道 1 mis 如斯 者の傳、 惺窩 統 7 [17] 1-3 性 章をのみ傳 に於て論 0) いまれ め 好 te 出 て、 質 n 3 30 始て王學 に加るに博文を以てし 1) 能僧 EF 1 てい 仁の昔はいざ मि 衣を脱 其第 一件 子を發明 道德 115 也。 乗を IIII 眼を開 福 共 不 延 に歸し、陸子を尊びて以成、德、 後絶てなし。近 知 L 純 て、 て、本朝 る人は未聞 一に孔孟の心傳を説 隋 德 唐 行 使 T-亦問 0 之、その 世文明の 所 0) 然すべき事 儒 傅 宗となれ 來 一は りの其造創に 後 化時至て、諸士の 其 山 多ければ、 本 临 50 漢 然るに未純 出 て、 共 U) 傳 朱學を 學 ありて且 道學を以 75 何许 學を以て鳴者 所 か 平 THE n 學の ~ 选出 て、 所あ て名 雑博 りし F 1 0) 脈 備 粉 る人に を以 多 風を あらざる 家 て、 0 其 非 反 此 才 其 す

0

其

本邦 させざるを以て 11.F 奥父で いけすっ る書世に行はる。これを考べし。 14 ·F 終れ 文成公さも云べ M 人熊澤氏 先生有三子,長子は備陽君以、客禮,待,之、仲子と末子は亦臣,之、長仲は蚤く卒す。末子は一 50 30 、俗學の徒養生を愚にするなご云そしり有は、 1: 是を以て學者其治績を不見ことを惜む。其子仕へて對州にあり。先生の學、 に成長 し して、其學脈をつげりしが、 然に其徒の或は聖書によらざることある者は、 西に逃居 し、徒を聚 めて道 多病なるを以、しばくつかへ、しばし を講せる、遠方の學徒從 誠不足論。 而彼七つを四にか 末學の弊也。先生及其徒の 之て成才者不少。 高瀬惺軒博士編「三輪執齊」 へせる功は、亦 解して 誦 詞章を事 二歲 其 あら 0

### 室鳩巣と三宅石菴)

口子深

河

後七 1: 近 0) 此 数 樹 て論し、 1: 17 n 從 埋 < 東來して其孤を撫す。觀明字用晦之兄なり。觀 ざるは只藤樹一人也と。 ふ人聲名を求めざれ 命、近江の人。 3 功 一杯す。 此は見識 下の 豪傑多く 知 に依て辨ずるなり。 陽明王氏之學を以 るところ 時に鳩巢先生と會して此議あり。享保三年也。中井忠藏石菴の迹をつく。臘爛始日綱齋に學び、見識異同あつて交絕し、後に順庵門下さなる。觀瀾歿 其門 也。 傳 に出 然れざも其學術之謬あるに至ては又明に辨じて少しくも隱さず。 へ聞 藤樹の除澤遠しと謂べし。 200 事を得 て、 淵 築利 源 右 ざる著多からん。 を脱落し 衛門京師に住して 、外慕を絕し 中川權 鳩巣先生甞て大坂 熊澤先生息遊野の其傳を得中川權左衛門低為の等承り及 (「斯文源流」寬延三年八月九日後學河口子深記) て徳化自然に人を感動し、世これ 諸子を の老儒 等承り及 評論 宅石 L て幸に一 3: 日 處 庵 な 彼は人物 2 30 百年來人 洞先生三親 國

# 壬戌四月岡元軌稿抄出

H 村 先 東生 Hill 你 4 在 面 1 H 光 वि 11/2 11: 獨 十筵 姓 存 H 江 生 後 名 原。字 有 村 室。先 某 惟 生 守 命 稱 所 燕 戸顧 云 息、 軒 門 号 牛 一旅 墻 門 庭 樹 階 先 亦 生. 後 慶 不一狹 安 元 年 戊 子 香 所 神 月 廿 樹

詩文集(語錄)

景

益

在 記 113 先 1/2 何 行 省 以 4: 質 於 2 111 突 德 本 4: 於 邦 墓耳 1 斯 大 11 1 先 打 夫 战 Ш 1: 先 31. 450 質 牛 仰 聯 1 偶 23 13/2 1/5-失其 省 性: L 在 學上 倡 淳 Ti IL 篤 Hi. 者 m 東 宜 古 FE 其 餘 小ろろ 孫 年. 所 杰 細 流 111 所 書 有 芳 乃 12 1111 若 遺 李 守 前臣 下 間 朴 其 作 行 1 11 分 Mil 能 野 部 山 ME BIL 偷 俠 何订 為 -f-衍 山 天 ri 四 以 道 华 祭 THE 人 起 Ш 1 所 知 庙 如 岩 皆 敬 外 10 11: 7時 町 知 Ilij 1113 心 书 以 L 供 Di: 111 成 111-FE 非 四 季川川 点 淄 至 時 見線 之 file. 侧 TO B 相 1.0 用 網 行 ii. 红 人 HE S

壬戌以享和二 年なりの 藤樹書院殿 幅中に詩あ 1) 岡崎 元軌に作る。 本編 第四八頁參 IK!

神之格不。可度失無常享。享。克誠

何

祭田を以て分部侯の置くさころさなすは誤。

子さするは誤傳なりつ 系圖參照。(紫水

### 道 德 邵 高

角 田 九 Th:

中 江 膝 樹 道 德 邵 高 雖 野 1 姉 女 一也。一 見 如 飲 醇 酒 盐 然 im 醉。當 時 呼 E 近 II 垩 人。

世叢語 一卷四 文政 壬午 月刊行)

### 藤 樹

摩 島 松 闸

風 偶 計 No. 旅 亦 ifi 村村 原 述 其 山 1: 太 虚 殊 計 五 風 隻 事 致。分 ili. 此 亦 唯 心 爱 品 IN 其 傳 道 [1]] 他 Tini II. 省 尼 DA. 純 粹 稻 TH 誤 [] 想 原 11 是 伙 E 太 當 13 虚 北北 時 H 文 K 運 妙 活花 1.5 未 Hill 怒 二天保 11 行 文 15% 三年壬辰自序 之 雨 問。未 北 THE 径 Yifri 西 映

### 翁 問 给

临 美 成

Ш

Ti 邦 にて 12 C, めて陽明 王氏の母を明へ 心法を専に 致さざ しけ 3 1.1 1 3 iT. 114 7; l. 0 近江 · ) 國 の人にてそのころ

T ま) i, 7 Ti. -1% 树 れご る道 ルカカ シージーご 41: まかた 0) 100 1 1: 時刀 福 1 ifi. 初 72 とすり 1.E て近江 心 道 かる 71: 1-かい 0) りつ b EAL 1 準人でよ かな書 かな書 逐 は よ は 1tj やく 心 家を きに には 1: 1 藤 守 b 平 樹 南) b 3 彩 身 1: n 130 1: お 0) 教 これ 質 記 15 ~ h (= 7 3 意 りと To 2 類 惟 ~ き道 和 ひな 190 0) 5 勉 2 き心法傳授 け 理 め 物 ~ 1 て怠 18 なう る 3 3 して 5 2 心學 すい cz 8) 公初 迷 0 T 3 書さも 問 釋 ~ の書くさく ひ 答さ をわ 教 78 きつきの 學 猶 5 5 2 CK 13' 90 ~ 狀 多か し 德 から 其 < (-その る中にこの 今心 入 1 3 道人倫 心 きことは 學 ~ とい 學 きことを 13 翁問答 3. 凡 H 夫 用 3 年 0) よ : to 5 お 27 南 及 とし

なし

、山崎美成著「世事

百談一卷之三天保十四

年刊

行

### 謁 樹 先生

Thi 14: 166 34 绿 136 -J. 11: 간니 於 開 風 加 1 學 jl: 倒 资料 說 八八 統 ir. 常 Sis IIII 福 深 Illi 西 歡 ľi 藤 達 未 松、 陽 知 人 共 K 平 門 平 不 11) 富 机 刊卷 精 短 100 雲 傑 蓝 心 問 命 覆 聲 视 學 之 因 莫 李 綴 動 那点 道 野 天 遠 足 無 詩 近 動 以 他 實 非 明 稱 求 加 絕 月 可 其 真 謹 調 乎 不 儒 放 馬 抒 本 爲 者 心 追 馬 矣 呼 TIT 天 辭 慕 邦 我 已 矣。 之 不 儒 受 藤 与 情 宗 取 樹 本 道 遠 也 舍 先 非 藤 何 慶 生 邦 其 謙 安 義 自 古 促 戊 室 不 幼 來 也 曲 君 子 穎 松 豊 焉 悟 不 秋 井 不 進 乏 不 痛 以 原 說 博 凡 哉 道 泉 疾 篤 卒。年 乎 丈 予 而 謁 豫 力 或

負 笈 擔 如 水 東。

Ti

旅

吹

起

J.i.

近

風

景

真

誌

文

集

詩)

天 產 王 何

安 墳 原 生蕭 貞 平 再 却 芃 口。

拜

四七

509

四八

謙

宝

和之。

家 風 脈 k

fini

155

自

作

除 流 西 又 束。

塚 Ŀ 茅 庐 人 不見。

秋 情 原 18

13

草

礼

13

規 多 補 國 Fil 家

學

風 刻 石 分 聞 THE S H

東。 天 咨 才 使

後 世 恨。

馬

裁

增

上

草

凡

120

泉

〇松下氏傳來本

滋賀縣高島郡本庄村大字南船木矢鳥源治氏藏

遠

膝

謙

宝

望 藤樹先生之間 有感 享 保 戊 戌 秋

爽 才 誰 就 雄 家 塾

陽

明

學

脈

依

君

東

豪氣

尚 仔 江 北

地。

行 人 遙 提 (「書院日記」) 謹除

風。

奥 田 士

享

遊 來 此 地 百 滅

百百

炭

欽

高

風し

漫 /nJ

份

續

日 欽高 風

月 德 比

隆。

沙床 汰上 青 灰氈

冷。古。

秦

梁 間

經 道 不 窮。

絳

帳

空。

「書院日記」 享保十三年之條

爽

雄

龍

富

隱

孤

屯

千

泷

古

膝

今

尚

好。

宿

出

遗

文

傳

世

选。

德

彌

敦

拜。藤樹先生神主

恭赋

分 部 昌

命

图 、編者稿「稿藤樹先生景墓録」 尋 來 拱 版 Timi 開敦。

元 軌

清 學 此 江 稱 其 域 德 101 藤 唯 陰講 化一 鄉。 悠 辭 官 悠 專者 百 年 後。 養。 景 論 道 仰 □要? 為 焚

詳。 香。

(藤樹書院藏福

學 可正 冠

is.

加加

松

浦

地

小

川干。

BJJ

候

免赋

後 +

學 畝

可正冠。

雲華

釋

大

含

博 愛 餘 藤 樹。 遺 芳 自 杏 看。 壇。

我 亦 徘 徊 人。 門 墻 子 細

(編者稿「藤樹先生景慕錄」)

知 賢 者

田 野。 日 日 談經 藤 樹 下。

早

餴

福

官

歸

不獨 門 生 慕素 風。

龜 鄉 閭 田 亦 自 知一賢

鵬

齋

興

杏 坪 賴

惟

柔

編者稿一藤樹先生景慕錄」

者。

江 編者稿「藤樹先生景墓錄」 西 干 古 一名賢。

讀 先 哲 叢 談

브

閉

波

证

仰。

人

晚

爲

景

芷

計

文

集

(詩)

提刀

守完

帅

W.

年。

辭

禄

歸

鄉  $\equiv$ 

百

錢。

百

行

皆

從

勇

處

得。

江

西

干

古

一名

賢

聖 明。 出 門 値

風 雨。 終 失前

淡。

窓

廣

瀨

建

知 名。

四九

- 1 陆 子 今 理 學 增 紹 於 文 慕 山 宁 Ti ir: 1003 港 TO 復 化 点 不 K 敢 E 以 絲 名 誰 流 林 TIS 14: 行 佛 小 苦 終 面。 始 黄 我 獨 耳 敬 存 廣瀬淡窓著、遠思機詩鈔 北北 1 3 無 酒 吠 iI. 情 4:

唯 將 母

思、 不 不过 规 淡 体

償

1:

放

证

情

Sili

赤

草

後

膝

忍下天

保丁

門前衛

4.

唯

將

时

4

pel

大

知

TAL

信王

行

Ti

我 在 们 所 身。 蘋 宜 祭 哉 父 何 處 老 部

淡 太 湖 沙 H 沙 白 聖 人。

編者稿 藤樹先生 一計縣鉄

平 秋 仲 過 一湖 西小川村 一品品 樹 書 院

私 淑 吾 來 证 瓣 香。 逍

堂

旣

团

百

星

氣

常

和

愿

赤

是

燠 霜

月

E

西

時

風

叉

光。

今 尚 爱 士 族 民 棚 敦 院 心地 盆 讓 古

> 佐 胨

> > 詽

江

都

入孤 標 松 不 問 幹 藤村寺院成屬 THE PARTY 老 岩 愈 背

過 江 州 11 加了 里弔 藤 樹 先 生 造 跡

天 意 人 分 流 派 油村

> 鹽 th

大

清 功 碑 餘 前 風 湖 浪 有 部 似 比 如 良 雪。 蛇 流 在 後 111-生 波 AHE 寺 心 人 浴 脉 致 小 參 此 州 lak H 知に 睛

Dr.

畔

古

藤

花

111.

時

泛

湖

來

拜

書

賢

杉

木

溪

邊

1

朽

学

R

知

流

出

至

今

姚

江

波

及

游

之

東。

卽

是

先

生

開

導

まるがまれ

他外面は下宮は東京は京山はなるとは、などまいない、上京社会は、上山は、上山は、上山は、山は、山は、山は、山は、山は、山は、山は上のは、山は、東京、在山道は生で、山には入海に東の中、東の中のは、東京の本

とうかれば見れば松大生

大雕 中 齋 真 斑過江州小河里弔藤樹先生遺跡

(藏氏一宗中田 市阪大) 照 參 集 文 詩 慕 景

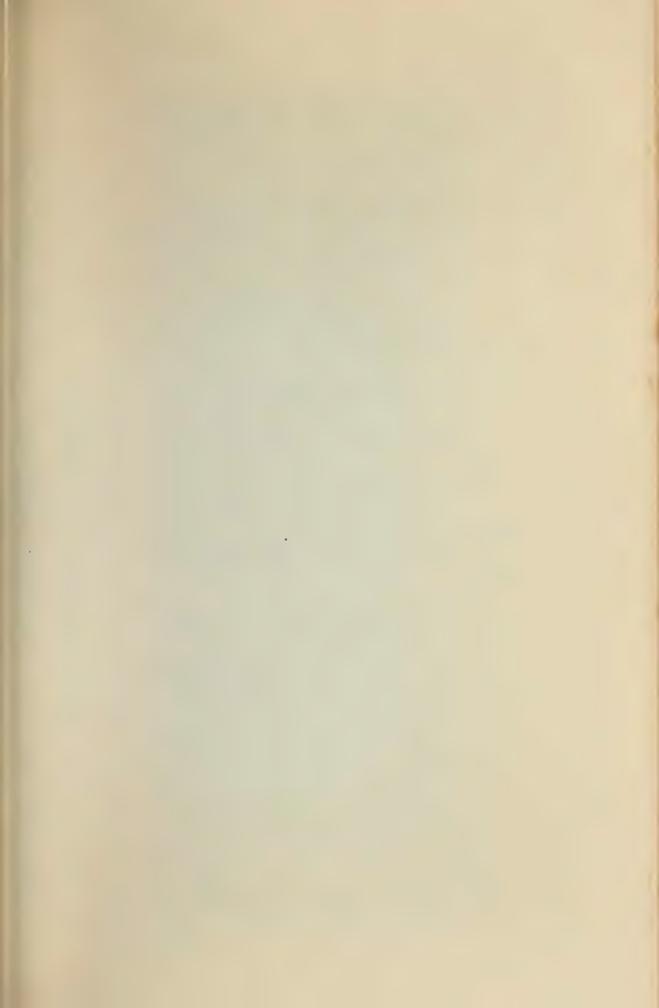

(藏院書樹藤) 照參聞紀學湖並傳聞狀行子夫藤

石人あいら年 下したと すってくるから 之际小作 ナマイちきとろろうん る成化、はるりきょう らゆきっちりい ときなしいべかられ はのけええるのかっちょう かかけるとうちょまう あかからいいってると ~とおろしいるかられ うきいたいかいしゅうち うとうおうちてき たり後ろうないい うすったいから 大多人とは あいるもってるとい するよう ときるときか んけれるとう うちにころう

狀



(藏氏近知田原 江近) 照參集文詩慕景



私 大 沙又 神 1/4 好 ins 4 1172 Tripa が次 将 师曹 络 樂 tilik 親 泰 傳 H 東 王 未 廓 趨 富 中 文 王 章 英 材 斑 稱 曾 聖 聽 道 君 之 還 憾 簡 始 思 有 者 知 亦 音 醒 弔 知 舊 的 堂。 良

月1: I'i H 沈 松竹 1. 心 115 先 以 र्वा 1= 1 3 不 内 车干 - - -1/2 也 4 是 五 採 志 家 邨 周 哉 介 遊 主 新 其 建 書 侯 院 之 事 門。 心 劉 以 舊泉州外山忠三氏所藏現大阪市北區旅籠町 氏 此 詩 曉 亦 叉 後 書 云 以 爾 與 于 松 時 浦 天 誠 保 之 拿  $\equiv$ 田中宗 壬 德 辰 性 氏藏幅 道道 夏 問 月 學 五

德 本 堂 赋 排 律 以 述 感

> 江 111 田 岡川

甕

德 拜 油 跪 THE 荒 州 新 111 藻 油 多 外 出 仰 俊 止 情 姚 江 心 學 傳。 淡 海 聖

存产

THE

類

字。

號

回

自

故 居 新 徒 廟 貌

愧

遺 章 愛 旬 舊

人

名

稱 儒 藤 生。 樹

(編者稿「 藤樹先生景慕錄

川 田 剛

甕

江

志致 大仕 期 侍 救 弘 111-引

讀

藤

樹

先

生

道 滬 然 孝 子

尊 能 育 情。 英。

斯 姚 江 心 學

文 宁 墜 訣。 地

淡

不 海 仰 聖 羌 人 名。 (志村已之助編

藤樹全書

孰

有 此 作 距 今 五 十七七 年 大 E 甲寅 冬錄之

八十五

中 洲

島

毅

五

华 (詩)

景

慕

詩

文

憶

昔

先

賢

住

此

授

徒

養

母

掩

柴

門。

窓

前

滿

地

生青

草。

堂

背

何

邊

種

紫

萱。

Ti

陽 11)] 刊间 古 人 稀 至 白 鹿 院 源 書 尚 好。 剪 伐 不 加 遺 愛 樹 棚 膝 蔓 藤樹書院嚴幅 綠 陰

藤 樹 中 江 先 生

战 次 海 聖 人 不 負

良

知

倡

教

化

煎

孝 脩 為 百

行 水。

 $\equiv$ 島

後

學

毅

拜草

E 門 曾 (藤樹書院藏幅 子 是

先

生。

富 岡 百 鍊

拜草

+ 融 --難 年 八 今 月 日 過 書 湖 堂 内 還 書院 售

當

季

曾

罹

祀

明

治

觀 知 得 先

生 文 德 治。

土 人 揺 做 杏

城一看。

(藤樹書院厳幅

治 +1+ 年 九月廿 Ŧi. 日藤 樹先生二百 五 十年祭日謹賦 鄙詩一 The state of the s

IE

諸 子 誰 相 比。

學

有

淵

源

德

亦

全。

且

存

遺

澤

丽

餘

年。

孔

門

以

奠

明

七位 富 [置] 百 鍊

拜

風 采 或 (藤樹書院藏幅 同 曾 子

明 典 治 江 三十年九月二十五日 州 藤 樹 書院、赋此 以代」蘋藻 學。藤樹先生二百 五十年

 $\equiv$ 千 滅 有大 平。

黄石八十七翁

岡

本

迪

111 後 雷 百 季 無若

鄉 (藤樹書院戴稿) H 仰 子

你们 道 嶽 德 19 113 19 H 襟 東 終 濶 比 古 王 鹿其 胜

質

暖 操

躬 清

行

節

同

太 湖 赤。 前 流 Kil

遺 韻 今 ূ 在

514

彩。

市 村 水 否 拜具

教硕 AL 1/2 规 K 模 百 世 護 師

化 終 车 墩 間 講 里 道 重 隱 威 茅 炎。 儀

千 天 秋 崇 不 仕 祀 義 仰 遺 如 此 德。

猶 事 母 以 聖 雖 貧 人 傳 歡 盡之。 口

碑。

藤樹書院、城幅

藤 樹 先 生 廟

明 治 = + 六 年 四 月六 日

後學正五位 南

黨沐拜手時年八十 解

條 東 四田 湖 古 北 像 邨 老 藤 繚 糾

遺 蛇

胸

蕭

谷

坐

歛 襟 拜 跪 映 薦 高局 五旗 教。 軒。

俳 德 徊 從 至 懷 舊 孝 不能

立一九二七 去。

本。

學 如 自 聽 三當 良 年 知 | 第三道 笑 語

源。

溫。

藤樹書院藏幅

如春 慰 母 笑 談 情

+ 今 年 始 到 黌。

H

-f-

H

熟

聖

人

名。

六

遺 愛

依 然 藤 樹 在。

南

條

文

雄

、藤樹先生贈位奉告祭記念帖 如 春 慰 母 笑 談 情。

明 治 PU 年七月將 小 JII 村 藤 樹 先生書院 一湖 上 作

E 堂 東

敬

治

景 蓝 詩 文 集 (詩) 出

野

遗

跡

那

邊

寺

当

寐

多

年

契

濶

深

今

日

幸

欣

償

宿

願

片

帆

截

波

度

一湖

心

五三

書

院 弄

樊

油

拜

谷

陳

所

見

柳

研

玩 都

[11] 人

37 R

一次 答

博 整

久治。

图)

揚

### 樹先生全集 卷之四

叨 治 四十 年七月 過小 III 村認 藤 樹 1111 院

谱 多經首章於其德本 堂 有感赋

恭 先 無 扩航 立 悲 古 膝 下

風

依

稲

似

計

4:

藤樹非院藏幅

JE.

The

東

敬

治

訪 源 樹 書院 賦 所 感 政

| HI | | | |

抗

顔

上游

处心

([[u]

心

亦

自

庭 埃。 谜 境 古 藤 狮 未

摧

隔

世

先

生

T

内

書

院

絕

後 哥 

T

道

人

必 應 樂 有 朋 **"**" 自遠 (藤樹書院蔵幅)

方來

杉 训 重 剛」

梅

恣

次非 上 甫 水韻

僻 4 崖 埃。 遺 俗 流 風 格未

郊

村

地

借 問 江 西 書 院 容。

先 生 知 己 幾 人

來

微 IE 恙不 己未 随行,赋,無詞一 月洗 洞諸賢往 后 手 以 贈 藤 樹 先 生造

新 知 九 + = 省省

圖

邨

遂

拜畿

砂

不近 知 ir. 學 聖 服 人 4 不 呼

114 10 瑞 兆

茄 洗 心 制间 派 在 贞 Fi 小 1173 111 福 里士。 出

> 层 H 弘 训 得 粉 Bli 14 新言 敢 家 抗 矿。

洋 (藤樹書院戴幅) 浴 74 福

學

德

K

# 大正九年三月七日謹祝。藤樹先生三百十三回誕辰

惺軒 高 瀕 武 次 郎

比 就 冷 hill 生命 人。. 終 身 大 光 更 無 倫

光 生 夙 唱良知 遊賀縣高島郡青柳村青年團上小川支部藏屬 學。 遺 德 千

春

祝一题

辰

中

江藤 樹 先 生像賛

違親。 閑 居 授 徒

學

在

明

倫

東

澤

瀉

溫 亚 老

鏡 忘 湖 助 虚 雙 斷。 涵

作

:E

伊

燈

心

宗 神

為

丰。

顯 崭 終

無問。

乃

T<sub>1</sub>

外 微

> 惣 加加

角

所

志

E

從

疏

隱

不

自 厥 震 德 自 益 明。 粹。

空 月 千 古。

(「澤瀉先生全集」)

窓 杉 浦 重

剛

梅

日 近 江 聖 人。

(藤樹神 社 藏

藤 樹 先 生 賛

景

莊

詩

文

集

(賛)

何

火

後

進

营

和

光

而

同

塵。

早

已

有天

爵。

贅

學 高 瀨 武 次 郎

後

赐 呼 大 哉 近 il 平 人。 終 身 変 敬 克 孝 克 仁。 唱良 知 學 一發 揮 道 溪。 後 世 仰 慕 崇 祀 爲神。

五五五

藤樹神社藏幅

517

### 頌 詞

藤 樹 मां। 社 鎖 座 祭 頌 而

花 清 知舞 滤 方 人良 之洋 是 涨 垂 柳 狱 無 垂 は何 拜 敬 五浩在妙有紫 甚 Ш 祀 以 如於 合 俎 白 寫 TE 沙 遺 雅 有 爭 致 神 湖 Airi . 遵 彩。 泉 妍 虔 謁庶 肅 醇 先 維 尺 者 幾 雕 酒生時 俗 廟 自和旣之 不 大 奕 今。 鳴。 芳靈 正 変 樸

致古厥藤四萬比

鮮是壬巨美 歷 市中 世 聽 菜 戌 棟 日 萬 靜 旣 此 之 IL 小 干。 全。 年。椽。 專 遷

Mig 鐘 既五於 感 呼 鼓 居 月 程

冷 Hi 福

1123

浦道

H

次

郎

天 大 H. 益 惶 念 I'L' 123 安。 哉 廣

号

筵

田

平

智 管

旣 晓 路道

然

敦

義

長

舖

燕 允 髴 風 清 允 拂

原本藤樹神

和 歌

IE

年

月

+

日

2 や弘 近化 iL = U 11: 七 U b 月二 智 + 仰 ぎ見 H 山 院 PL C. T よ (A)

る

後

Mig

車干

花

11

花

13 より 高 1

0) 化 74 4: 八月 へに生 -11-Ħ. れ日あ二 百藤れ藤年のば樹 は 10 祭下 のか 折げ よみ

T

本

b

け

3

君

せ

しる

弘、

名

1:

お

~

3

别

3

0

0)

樹

1:

2 か て道をとは まし 8 0 多

安 見 引: 小 jį

FIL

愛

518

冬 一拜の 扩 よ め る

鉢 0 道 あ 3 御 世 1-あふ 弘 なる

王

2 じり のあ とをけ S 尋 ね

0

河

村

敏

貫

173 江 藤 樹

々をへてくもらぬす 小川の水のは高い か島 In 0 みなりけ

h

#

K

藤

花 0 色もことにけ めぐみ かくみ 100 3 カコ な

0 露 にか > る 藤 波

1113 まの なかえにさける藤 色 0 10 カコ りの 0 花 深 < 3

あ

る

カコ

75

御 歌 所

長從二

位

男爵

高

崎

正

風

正

位

伯

爵

東

久

世

通

禧

正

位

一公餌

山

縣

有

朋

た香ら n 方もなか りけ

近江の海 1-あまる 藤 波

2-

0)

かっ

2

1=

君

カラ

南

8

0

L

め でにし藤 まるさ 0 かえて世 花 1 かっ をりけ h

6 30 山 1 0 ぼ b T かをる 73

世 にこえにけ 3 ふち 波 0) 花

60 p ひろくふ み 0 林 にか をり け h

御 代にあふみ 0 ふち なみ の花

權

典

侍

正

四

位

千

種

任

子

典侍

從

=

位

柳

原

愛

子

正

=

位

男爵

小

畠

美

稻

芳しきにほひをよも 小 111 0 のこし 里 0 ふち 波の花

け

權

命

婦

正

六位

生

源

寺

伊

佐

雄

景

京

詩

文

集

~ 預

Hil

和

歌

日

忠

秋

五七

| 老木の藤の色あせずさく | さい波のあふみひじりのかたみごや |  |
|-------------|------------------|--|
| 8           | 御歌所寄人從五位         |  |
|             | 阪                |  |

1 だち 10 < 人 0 心 かっ 1) T み 0

Z 10 かり 0) 藤の花みても いろか もふかき藤 波

花

御

歌

所

叁

你

從六

行

荻

原

殿

雄

御

歌

所

寄

1

E

八位

大

口

鯛

御

哥什

所

登候

須

川

信

行

從七位

猪

熊

夏

樹

吹にほ

0 じり のあさを 誰 カコ あ 2 から n

でて 世 に高 雲井 L まの 0 膝 風 0) になびくは 花 る かっ

な

なる 御 代 1 位山 あふみの藤 1 も咲か 0 > 5 花 V h

0

ごか

D

it

10

膝 樹 沛申 脏 0 鎮座 祭 を祝し 本 5 T

南 たら しくい つきまつれ る神垣

かけ T かしこきふぢ なみの花

皇后 陛 F 膝 樹 神 祉 へ御代参の 節 つゝしみてよめ

南 なたふときさ いのみやのみつかひの 詣でましつるけふのみやしろ

まつら ん神の御 前に すらに大御

心をかしこみて

かっち 40 0 宮の 御代拜を かし T

大正乙丑五月廿一日藤樹 花こそようにさきさかえけ vich Ail: 詣ててて n 3

めぐみの露

もかいり

てふぢ波の

高 湘

勝 子

小 111 鯛

小 111 50 代 派

祉 学

原 信 順

E

jĘ.

15



Mes Constituted of the state of

A-17-1211



indienoustestim

Con CE. S. S. S. S. S. Fr.



歐 訴 和 歌

五二八八山山南有印

茶街十江之五

は言うられれる 震 節

竹名否行一本王门常子是史生皇皇知信教化強政法修不至人不員名一者

藤樹中江先生

三島中州筆

能 藤 樹 書 院

佐藤一齋筆

照參集文詩慕

京东



### 他其狀苑術鎗生先省常



(載所帖念記告報位贈生先樹藤)

### 狀附寄齋中鹽大



照 參(雜)集 文 詩 慕 景

(在朝鮮 嫡流中江勝氏藏)

(藤樹書院藏)



次

郎

松

浦

辰

男

大き人 3) 3 を答 後 门 (-(1) なびきし民 世までも 游 き膝 0) 村村 平 先 そと云 0) 11: 花徳に 弘 岸 0) 德 はい 世に致 3 0) はうべ 歌 まも数 いかぬ人ぞ 仍治卅三 なり。 L 多 道 4 守る也。 年秋日起陽作 なき。 遺りけ るっ

枚 干代 0) 近点に 洪 1 木の いとふか ひじり に大 涨 491 JF. は (. 九年 今も < 0) ~ 3 南 德 三月 の光の なほ n 近 まし iL 七 10 ひじ H か > カコ 藤 b 今日 10 b 樹 やけ 0 先生三 0 かた 多 色にには 祝 3 いみとて 百十三 は ん諸 Si なり。 共 回 につ 辰 0) 折よめ

俳 句

樹 先生二百年 祭 0) 舉 げら n 折

折 お H る 藤 日 な

秋

0

百

舒藤

風 薰

旅

德

堂

1

. F. P.

M:

115

文

集(今樣歌

俳句)

3

年風

五九 天 呂起

地

逸蝶 菴

武 次 郎

る

高 瀨

藤 樹 先生全集 卷之四

12 思育 500 2 近 から T ば It T 聖 82 P 大 雪 3 3 1 御 10

成 汝 我 為我

汝

霞

け

は

自

5

松

[

聖

0 - (

足 剂: 霜

秋 点

かの

P

0 跡

朝 1:

存 -1-

小

錢

子

1/2 波

近 江 聖

用信

MILL

111:

創立 16

合

fil.

211

1

佐

野

顶

六

郎

歌

聖0七人9日 20 h 中名富 b きさへ知 题 膝 近 b 江 樹 L (山) زيا

郡

0)

里

呱

12

頃

そは

そげ

聖人

人り生

00

生熟短

P T

如道。舉

数らげ

永さひ

劫世

な な

b

It

ろ

近

iI.

0)

3

0)

光

b

1-

何

3

跡

动

n 理

n

はば

浴德

7/2

生

O)

18 北 居る首 111 2 動念米 かっ ね 作品子 7: 府 さ 1 2 る 開 3 あ 時 計 かっ b な it 5 和 n な 3 50 T 1) から

明

3

加

父

は

h

生世

n

5

(=

備

は

る

は

太

75

な

b

M

る

3

3 大 歪 15 2 n it 712

大浩ま加自

V

13.

君

己起。伯

儿

1)

仕位

は

目

13

父母

Pitit Pitit

f. 7)

伊

U)

加 父 あ

T

523

湖

教

3 就

n

小

其

大切

な

3 73

心 3

根

智

2

給 な

け 0

極

3

9 で は

家

手

ま 時

ひ

3 を

す 勵

其 3

1-

忠 め

勤

洲

を

逃

n

出

5

n

12

h 0

0

御

朸

所

任 4

10 居

辭立心詮大亡

底

洲 3 3

深 道 3,5 原何 7x 74 8 迎 欲 3 10 百 0 0 深 0 空 かっ 2 カン 行 出 秋 35 n 面 32 0) 其 健 0 1 賜 祖 畏 134 -[.. す 父·本 0 風 母 は 6 30 氣 ناد n 3 けらか b < 北ま を な かっ 弔 n n 73 3 T h 上 泣 失 ば は 3 b は U 3 3 から 7 8 0 13 心 子 時慕 只 其途 故 言 お 漸 母 身 心 歸 限 古其發 養は 管 鄉 0 1-葉 年 玉 0 3 to < b to 0 憤 0 母 集 かう 御 1-深 h D 章 中 後 0 王 2 任 數 V 殘 旅 樣 5 1-欲すれ B 新 起 + め 1 所 多 12 は 省 n 多 如 は 言 1 加 す 7 參 立 2 n 勅 云 意 何 8 父 0) 母 時 歸 < 惠 中 歲 5 親 2 to る 3.5 な カジ 敦 h n n 3 浙 待た 葉 殘 依 n 决 せ 0) 賜 0 1 來 3 5 L K かっ すい ける h を す 1. T 专 つ時 3 3 n h 2 To

人佃思君母這小心思

3

け

カジ

給

は

扫

ば >

上度切

母

を

伴

7

T

歸

b

來

T 7 b

0

駒

打

5

ひ

る

淚

な

周边

積孝

3

故 斯

叉 悲

t

B

歲

音范正

信がに

ッ月

は

3

雁

1

3

心

を

動 17

かっ

け 3 3

め

聞 世

ית 0 答 め

3 5

> 7 人

彌

增

る 3

常

5

2.

只

武

1

大

學

30

2

7

思夫

六

本 から

43

2

T

は

EE

前

市

to

7;

間 1,1, 晚 红 健 めり 1-T 60 泛 斌 PE 30 12 1) 12 王 期 如 は 2 [11] 定 47 F T 0) b I S 此 芯 共 111-德 30 دم 山道 宿 說 111-去 消河 78 b (= 1-惱 給 3.5 0 絕 lt 3 n b 打 TOE. E 5 "发 1) 知 儿 3 0) 年 道 か TP 11 も 五品 -11-図 Hi. 20 共 3 11 1-

明呼 先生 0) 藤 祀 U) 殁杀 亚 などして干蔵 百七十有 餘 0) 色 41: か 變へ す III. 际 樹 偉 0 大 御 なり Til: 嚴 近江 乎 3 1 0) 华人 T 滥 水水 温

弘

地

T

悲

L

30

3

3

元

な

かっ

h

1)

3

U)

浴

70

清 [i] -1: 風 满 偶 外 座 派 1 則 次 愿 法 不 阴 知 H 常品 不 天 絕 帝 世 莞 R 廛

も 學びの園の神として

注

12

浦

k

0)

果

30.

-[-

尚

3

御

德

70

琵

琶

音

<

高

op

滌 FLI 樹 b **THIR** 繼 **冲** 2 <-6 0 2 3 35 畏 11 0 n h

干滅ほぐこそ奪

H

れに

雅

## 大鹽中齋寄附狀

覺

右 2 13 捌 拾 书形. 候粮致度候。 Hi. 門生 企 共之内ゟ藤樹 尤先達 [fi] 的现代 4: とすりた 般 15 高阳 致 附 假 候つ二輪 1 共、 F1 8 座切 几 [pi] 様之 27 柳 成 心含 谷 In: = 候 旣當 水 12 右 九 11 H 1 3 院 於書院一始而 位皮 損修 復之手

改 開 于 當 一

助力

候子前も有之、志村周次殿二は當方の入門之事二 邦 被 開候 陽明王子致良知之學術致。併磨。候三付、藤樹先生之學功を爲、不、忘寄附之義三候間、吳々前書之 候間、一同中合書院取續候樣肝要候。拙者義は藤樹先生於吾

通被取斗候樣御賴中候事。

族樹先生書天保四巻巳十一月

村 生 書 院

中中

大鹽中齋花押剛

(藤樹書院藏幅)

慕詩文集(雜)

儿



題して資料一覧表と言ふも、 固より中心となれる資料のみを指し、 茲には左記 の数種を載す。

- (--) 藤樹先生全書岡田氏本目 録全 冊 に登載すい
- 現存せる 出 川氏 本(中には整理本もあり) によりて新 1 編成 L たる目次 (編者が實物について調査し
- 藤樹 先生全 集篠 原氏本によりて編成したる目 次 (前)(附 )誠兵編四六 軒文集目次草稿本次

排 刻 以 上三種は之を上中下三 したれば、 岡田氏 0) 目次で前後せるも 一段に列記し、 以て比較に便し、 の頗る多し。 篠原氏本には標目題注並に訓 且 つ其の出入を明かにす。 篠原氏 點あ n ごも は 年紀 今は 順

に從ふ。 編表 者の 加筆なり

114 族 樹先生 0) 與蹟

百年祭記 ii.L 編纂奏員 1 念帖 71 10 の文字を 念帖 THE STATE 被 同 すっ 人の に載 目 附 3 せらるゝを示す。(は、記念帖にあるものも別に之を示さす。」 した n 旧省 は した 3 世 もの るも は、 般に認 のにつき、 明 治四 め 7 特記 十二年藤樹書院發行に係 眞 蹟 なり L 12 るも となせ 0 るも > 外 は、 のに 眞蹟 して猶且 3 藤樹先生 3 斷定 つ採らざるもの して誤な 贈位奉告祭常省先生二 しさ認 亦多し。 め すこ 3 3

資料 1 U) 性質 13 び編纂上の處 更に直 接資料 0) 调 查 に便すべき箇所を全集中につきて指摘す れば、 大略 左 0 如

邻 ----編纂總則

及

理

一に關

しては第一

冊卷頭

0

編

纂總則

並

凡

例

及 U

各

#

各篇首

0

解

題

並

凡 例

七九一八、一一四一 五、一六〇一一、二一四、二五九一六一、二九九一三〇一、三

資 料 PO THE 装 解題並凡例

(第二世) 五一八、五三一四、九一、二〇九一一〇、二四三一四、二六三、二九一一四、三三七一六八 五七七、五五九一六三、

第三冊 一一一四、三八一五二、二九七一三一五、四六七一七〇、五〇一一二、

四二

(第五冊) の他即ち 一八、二〇六―一六、二四一一三、二四七以下各項に亙り(原據)として示したる參考資料其 一一五、四九一五一、六九一七〇、七七一八一、一一九、一二五一七、一三一一三、一五五

二七九、二八一、二八五、二八七、二八八一九一、三〇〇、三〇二、三〇三、三〇六、 三〇八、三一六一七、三一九、三二三、三二六、三二八、三三四一七、三四一一四、三四 

三五一一四、三七三一四、三九五一六、四一七一八、四一九一二〇、四五一一二、四六一一

尚一々の資料については卷之五十總索引によりて檢索せられたし。

昭 和 四 年三月三十日

編

纂同人

謹

識

### 滕 樹先 生 全 集 卷之四十九

貧 料 區 表 見ゆる所に從ふく

二藤樹先生全書 (岡田氏本)目錄」

你之一

藤樹先生全書目錄

文集一 經解

格物致知 條

明德

二條

德 二條

及其背 三條

及竹敬應

の誠意 三條

人心危道心微云 R

浩然之氣

保合大和乃利貞

人之生也直問之生幸而免 脱ス) (幸ノ上也字チ

好意心固我

之格不可度思別 可射思 天下有道丘不与易

料 贬 表 (II) (II) (II)

實

二藤樹先生全書(岡田氏本)目次

藤樹先生全書序

(岡田季誠氏晩年ノ筆) (二册)

藤樹先生全書目錄

卷之一

文集一 經解 年次不詳

格物致知 三條

明明德 二條

誠意

三條

明德 二條

艮其背 三條

艮背做應

浩然之氣 人心危道心微云々

保合大和乃利貞

毋意毋必毋固毋我 天下有道丘不與易 人之生也直罔之生幸而 脱ス) 免 (幸ノ上也字サ

之格不可度思知可射思

三藤樹先生全集(篠原氏本)目次

全集中に登載したるを示す は底本に存したる題註を本

藤樹先生全集卷第二 藤樹先生全集卷第一(佚) (或詩集歟 〇以上蓋第

册

文集一

攝津

筱原元博以禮 編

雜著

安昌弑玄同論

**荅小川氏疑問\***(所疑似無意義 林氏剃髮受位辨。

明日又與仙(昨疑問來呈之時

與小川子\*(從來語或人)

甲戌春答仙\*(疑問之書語不詳)

高諸篇作在

乙亥之春二月十六日謹賛

文宣王尊像此

苔小川子\*(來諭所說得時措之宜)

丙子之冬十一月念五日謹賛 神農館像

丁丑之夏析衷於小川子疑問\* (疑問所說

529

樹先生全集 您么四十九

大學三綱領 六十而耳順

致中村

自反 慎獨 九執北 一條 七條 中

愛敬 二條

仁者樂山知者樂水

不当 衣錦尚綱

為己為人

土忠信 緒懸(權)黃鳥止于丘隅子日 古人

知止

貫

飲景天道

卷之二 文集二 寄友 壬中冬 附赘連句

癸四之歲且

乙亥之歲且 首尾吟二首、迫加 舟中見水月有感

於洛偶成 乙亥春

大學三 六十 in H. 順

允執 致中和 It. 4

自反 二條 七條

愛敬 仁者 樂山 知者 條 樂

水

子善

為己為人 衣錦尚綱

主忠信

絲種黃鳥

11-

-1-Fr.

隔子

日 艺 K

知止 買

卷之二

文集一 寄友 詩 壬中冬

癸西之歲且

於洛偶成 乙亥之秋 乙亥之春

欽崇天道

附養聯句

舟中有水川有感 甲戌之冬

乙亥之歲且

深為 有 理

析夷於小川子疑問\*( 子薦章篇一年之善士章九字接此亦丁丑公書作善小川氏質問拾遺同、本注有孟 時間之說其無意義

原人※

指敬圖說\*

明德圖說

藤樹規\*

**苔小川子書\***(孟子梁惠王之下篇) 學含坐右戒

實符疑解\* 大上天拿大乙神經序\*

內外八景\*

壬午之夏析夷於仙疑問\*(論語述而篇文達磨養此篇止見全書而不審何年作俱以 論坐禅\*

莫吾猶人也章)

之上 答族弟好古質問 \* (君子不離席而登九天

故知新者

原謹以通言餞熊澤子之行。〈不優雖非

ini.

送森村子\*(森村子遊原之門)

癸未之秋謹貧 赠赤羽子\*(赤羽子志於道 **支官王尊僚** 稿止作襲責 文宣王之堂像太十四字遺

三月進(迫加)

上巴對桃花有感(同前)

送條田嶋川兩生

送池田子 丁亚鷄且題草稿

送信古

丙子春

你次

丙子之歲且

偶成

戊寅鷄且讀孝經

偶成

逸森村子歸鄉\*〈親之愛其子仁也〉〈知止〉

送中西子\*(中西子謬不吾鄙)

書清水子卷\*(孝)

赠國領子\*(古日大覺々子小覺) 送山田子"〈山田子遊於原之門 送個子\*〈個子遠辱心友之訪〉

送中川貞良

五福六極吟

書野尻

利卷\*(知意)

送森村子\*(森村子會同志于講論者)

書森村子卷\*(謙)

論學 送吉田子

己卯之歲且

送中川貞良

五脳六極吟

戊寅之鷄且讀孝經偶成

戊寅春

送池田子

丁亚族且題草稿 和朋友問塞歇 送藤田嶋川兩生

送中村子

**送森村子** 題竹生鳴

送古田子

送景保証門弟治之(追加)

**庚辰之歲旦** 

辛巳之歲旦 題管廟 二首

送谷川子 壬午之歲日

參拜大神宮準視

副

有答人問目者凡如此類不勝縷擧今一仍數百言或止片言雙行橫渠所云心中有所數百言或止片言雙行橫渠所云心中有所辭成篙不著題目當冠以論若說者有或累

庶以省覽者探討之勞矣凡卷中之交有屬自揣且注之[云恐是初年作疑必出晚歲]

送中川謙叔

送熊澤子

壬午之夏

題背廟

灰成之歲且 资森村子 題竹生的 选中村子 己卯之歲且

學也之成且

首

一升大肿當準视

pii]

玄戦敦牂之歳且(壬午二字ラ傍記ス)

T

料

竳 装

CID CID CID

癸未之歲且 送橫山子

之至如其初晚分辨有稍可推知者輒妄不此卷所載文字大率未審何年作即瞬得錄

編

文集二

〔以上第二册〕

汽津 筱原元博以禮 藤樹先生全集卷第三

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎\*

書土橋子卷\*(太極動而生陽

底本胎紙アリ

此字書ヌクート見

ユ亦同氏

ノ筆ニ係ル)

家文集之例可謂非深知先生之學者矣其舊不復區別者恐失其真也若夫律以諸

-

送谷川子 (送ノ字初与字 二作り後送二改

这熊澤二(同 前

送中川熊(同 前

送橫山子(同

间

癸未之歲且

和鸠川子語 癸未秋

乙酉之歲且 甲中之歲且

偶成 丙戌之歲且 道加

[11] (追加)

個成 題認字(追加)(認當三 丙戌夏 彩.

11

N

~

丁亥之歲且

又殿作

送加世子歸鄉 二改五) (送 ノ字初与字ニ 作り後次

悼瞽友玉井子早世

夏夜見月 戊子歲且

明煎首尾吟(彻除 ノ行姚附 =7 il

死生吟(同前

孔聖尊像赞 神農雜像祭 二

> 酬友人嶋川子 癸未秋

甲申之歲且

丙戌之歲且 乙酉之歲且

偶成 丙戌夏

丁亥之歲且 二首

加世子歸 鄉

戊子之歲且 悼瞽友玉井子 早世

明德首尾吟

夏夜見月

此

以

下之詩年次不詳

三月靈 死生首尾吟

和朋友問寒歌 上巳對桃花有感

偶成

送崇保軒門弟治之

文宣王尊像赞 乙亥

題忍字

二(迫加)

換斯鍋替

神農館像質

对子

儒縣句 遂贈赞

> 論養氣按此篇語多不可曉但以有質問字效 以論養氣三字云(原質問)皆無篇名今且著(原質問)

四

答人持敬說書\*〈來諭持敬之說略得其理

は答原長秀才書\*(來書日)

に代門人咨西銘疑義\*(熊澤子瞥問)

ろ答中川貞良市書\*

は依丸薬示工夫\*へ底本貽紙アリ、標目 如此御心得置下さるべくいト記ス) 書シ且いろはにほノ字サ朱書シ此間次第

チ連

五常\*(德性有五常

智\*(下胎已選)

愛敬意(性譬如給他)

格物致知解\*(格者正也)

又\*(物者事也)

诚意\*(這是善惡之關) 誠意\*(誠者本心之實德)

明明德\*(明德之全體)

致知格物

性命雙終妙術光

又\*(譬如平地)

明德、本與大虛同體

又(炊雕交泰)

( 及者居其所而不遷之意)

艮其背不獲其身行其庭不見其人尤咎\*

又\*(背者中之象)(筱原氏胎紙記 寫當移入第一卷末)

此

532

聯句

倭漢聯句 漢倭聯句

艮背敵應

又(右千聖心法之秘妙)

隔句

隔句 倭漢聯句 漢和聯句

卷之三

文集三 文

附セラル) 原人 寬永十年戊寅夏(削除ノ符號

安昌弑玄同論

林氏剃髮受位辨

藤樹梨 學含坐右戒

論坐禪

大乙神經序

俗之四

· 答中川貞良甫(削除)

丁业

登 料 \_\_ Bai EL 表

(I) (II) (II)

两子

答小川子疑問

交集四

卷之三

又\*(心之良知)

又(大虚廖廓之皇上帝)

又(這箇是入聖之正路)

慎獨(此是格物致知之靈樞)

尤執厥中 致中和\* 大學之道在明々德在親民在止於至善

保合大和乃利貞

人心惟危道心惟微惟精惟一允執厥中

文集三 文 安昌弑玄同論

庚午

藤樹梨 己卯 林氏剃髮受位辨 辛未

又(此是入聖通神之大竅)

論坐禪 大乙神經序 辛巳 庚辰

學舍坐右戒

卷之四

仁者樂山智者樂水\*

又\*(僅願乎外)

自反、焦火即滅) 叉(太陽一出) 又(古日仰走者躓)

爲己爲人

文集四

明日又與仙 答小川子疑問 壬申夏

折衷於小川子疑問 答小川子 丙子夏

答小川子質問 T 11:

答小川子

答小川子縣問

壬午夏

知止 主忠信

一貫

欽崇天道

當下良知\* 孝(者簡是人根)

又(這箇是人與禽獸所由分也

五

Ti

壬午

の与仙へ上ノの チ派セ ルモノナラン ハ此題目ヲ卷首ニ入ルベ

答質問

不知為誰人

答中川貞良市

印

戊们除

**健熊澤子之行** 

送森村子 丙戌

書森村子卷

丙戌

送佣子 送山田子 送亦羽子、送字剥与字二作り後送二改五) 甲中(同 甲申(迫加) 前

与清水子 乙酉

**送國領子** 

乙酉(送ノ字前三同ジ)

書森村氏卷(削除ノ符號附セラル 送中西子 乙西(送ノ字前ニ 同ジ

書野玩 書土橋子卷 一利卷 二條丁亥、二條ノ字削除

卷之五

雜著 不知為誰人

卷之五

文集五

雜者

年次不詳

文集五

七條

答質問 **修**熊澤子之行

送森村氏師 送森村子 判占 丙戌

遊森村子 許森村子卷

又\*(大虛之神明)

又八三才一貫之端的

又(這箇是儒家第一之心法也)

又《此是三才之玉德要道》

义\*(孤子似無養親之事

送亦羽子

送佃子 甲中

送山田子 甲申 秋

書清水子卷 送國領子 乙酉 乙

書土橋氏卷 送中西子 乙門之夏 丁亥春

答書 書野儿一 不知爲誰人 利卷 丁亥春

不知為誰 人

心心散性中神水) 又(世夏道微)

又(得此名者)

天君\*

中(天地萬物)

又(這字訓解)

又(至誠無息之殊稱) 又(這是神明不測之靈性)

又(人之於道) 道(道非外)

又(毋意毋必毋固毋我) 樂(世界本來樂土也)

又(心之本體) 又(如好好色)

又\*(此是道心自有之光景) 又(學者向樂中求樂)

叉(道心本自有獨樂) 獨經(學而不入得道裡)

六

嚴密 别,例 源敬 五常 仁學忍意 三條 (削除)

二條

條

公丸藥示工夫 欲(追加) 敬 隔樂 道(二條) 中(四條) 三條 二條 二條

追記擠入。且少后ノ字附セラル、今改メ へ此ノ項大勇ト薬トノ問ニ

經傳 聖經 立志 又\*(志者氣之即也) 志八志有眞假)

忘 吾

易節

虚 謙 敬 五常(德愛日仁) 仁 叉(善用此字) 學〈學者覺也〉 又(這字从双从心)

忍非(這簡是以道制欲之勇心)

天君

心(四條)

七

立志(迫加)

整經

变

經傳

一貫、削除

熙哉(追加)

莊子日顏淵日云々章 援神哭……章

易字解 天地人万物解

大虛天地人物解

灵符疑解

卷之六

經解成書

孝經啓蒙附照傳 寬水十八年辛巳三十四

蔵林(八ヶ九二辛巳サ壬午二四ヶ五二改 メラル)

經解成書一

孝經啓蒙

卷之七

經解成書 二

鄉黨翌傳 寬永十六年己卯三十二歲秋

鄉黨啓蒙整傳〈此條下年譜三十二歲/條

サリケル作品アリン

經解成書 三

(郷遠照傳) (佚)

(一册)

四書答蒙論語题傳(存)

忘

立志

經傳 聖經

天地

題此子品嘗無此字

大虛天地人物

易字 **业子日顏淵日云々** 

子日毋意毋必好問

好我

神之格思不可度思別可射思

子日天下有道丘不與易也 子日人之生也直罔之生也幸而

免

天地

篡符疑解 大虚天地人物

(以上一册)

(以上八「整理本」第一册卷頭目次二依 )、整理本未整理本共三册現存)

卷之八(現存ノ書ニ示サレタルマ、)

附首章宗意(初稿本)(存) 二册

藏密

絡極黃鳥止丘隅子日云云

衣錦尚綱

變敬(春到人間無葉物)

子日六十而耳順

經書摘語《用九見群龍》 四十二病\*

又\*(太極動而生陽) 又\*(定 寂然不動)

楊貴妃油銘\*

雜說不

〔以上第三册〕

29

四書考 大學考

學經考

設四省法

圖說

四等合一圖說(追加) 大學朱子序圖說

明源调武 五性圖說

持敬圖說 原人(追加) 寬永十五年戊寅夏

(原人)(佚) (持敬圖說)(存) (明德圖說)(存) (五性圓說)(存)

您之十一

倭文 經解

福出 大學考 解宋本

黎让

倭文 **新型** 角军

學用論學語解

卷之十三

資

料一覽表(二)(三)(三)

您之十二

(補批 解宋本)(佚)

(大學考)(佚)

(大學蒙註)(佚)

(學庸論要語解)(佚)

卷之十二〈現存ノ書ニ示サレタルマ、〉

首經考、存)

(孝經考)(存)

(以上一册)

聖學圖說止見心學文集疑

首經考\*

藤樹先生全集卷第四

攝津

筱原元博以禮

編

文集三

(大學考)(存)

(四書考)(存)

(讀四書法)(佚)

藤樹先生全集卷第五

器津

筱原元博以禮

編

文集四

孝經考\*

**学經小學合一圖說此見全書** 

(四書合一圖說)(佚)

(大學朱子序屬說)(佚)

二册)

讀四書法

四書考

大學考(漢文)

四書合一圖說 大學朱子序圖說\*

大學序宗旨圖\*

五性圖說

〔以上第四册〕

藤樹先生全集卷第六

經解

筱原元博以禮 編

〔以上第五册〕

論語鄉黨翼傳\*

筱原元博以禮 經解二

藤樹先生全集卷第七

編

攝津

九

學經啓蒙\*

倭文 三 文集

倭歌

癸酉之秋答友

題死生育是吟(同前 題明德首是吟、追加 於故鄉偶成你洛友

送真真歸鄉十八首 題不知五首 和加蘇子歌 丙戌な

超脆明阳

題意必因我

丁亥作

**资福本子** 

題人間也 丁亥秋代諸生答淵子之寄歌 百首

送月田子 六首

倭歌拾遺、削除)

題知本 夏夜見月(追加

題明德

超脫利害心

題時

好自欺

知恥 貞而不訪

倭文集

和加藤子歌 於故鄉偶成以寄将友 两子之分 乙亥之夏

意心問我 題しらす 丁亥春 丙戌之冬

送中川負良歸郷

丙戌之然

超脱陰陽 丁发夏

**送福本子** 丁亥秋

答调子之舒欲 丁亥林、追加

选戶田子 人間世

明德首尾吟 此以下失年

知本則如鹽州逐末則事々皆陸沉 死生首尾吟

明德之應接如明鏡照万形

夏夜見月

題時

吟超脫利害心

知恥 好自欺

大勇

貞而不諒

有所不感時花濺淚 此歌可除古歌なり

而相先生全集命等

大學考察(以下因文) 机

筱原元博以於

和言

經濟

大學解

藤梢先生全集等第九

排 智

※で 名言 [四]

原元博以為

4

中周解

新

二旦上第

- 1:

班

藤村先生全集卷節

71 後原元博以意 14 : And . d

為治解

藤村先生全集卷第十 (以上第八册)

國字書館

が 篠原元博以禮 433

原序非

書縣樹光生書簡雜著端兄十二則亦萬 学書館

甲戌冬答友人俗旅愁俊文\* 上個某\*(今度私御暇)

答小川子\*(讀書をば) 國領大※(御志うはの空)

與國領大※(彼人今程) 答國領子(御取入)

國領(黃樣心術)

六册

负上第

0

有所 欲明明德於天下

題减空 題儿情

自反(追加)

安宅 二首(同前)

領獨(同前)

題不知 三三改五 十三首(三ノ字初八二作り後

職經軍歌追加

題自反、削除

答友你旅愁倭文書 答國領太〈答字初メ与二作り後答二改 甲戌冬

三、初与國領子二作り後三二改五)

答谷川寅

答問村子

卷之十四(十四初二十五二作り後十四二改五)

倭文四 文集

係書

倭文集

答友寄旅愁倭文書寬永十一年甲戌

答谷川子 答國領太(答初メ與二作リ後答二改ム)

答國領太(太字初子ニ作リ後朱書ニテ 太二改五

答國領太

與國領子

答谷川寅

名利

明明德於天下

碩空

安宅

與谷川氏※(或人御志立候由) 答谷川寅※〈工夫間斷のみ〉 與谷川寅\*(八幡濱にて) 答國領子\*〈御志進申旨〉 與國領子(今程御懈怠)

弄丸 念 入微

與岡村子(御在江戶)

答問村子へ志だに御蘭 答問村子(御志うはの空) 答岡村子(心喪の儀)

止於至善

良知無知無不知

題しらず

源義經軍歌追加

答垂井子\*(彼人の物語) 答岡村氏\*(進脩の功) 與問村氏(卯月兩通 與岡村子へ外の願を)

(以上一册)

答佃叔\*(色念)

卷之十三(十三初二十二作り後十三二改五)

答佃叔\*(色々の妨)

答佃叔\*(小川子への)

答佃叔\*(同志議論の

答佃叔萬年本註一作佃子〇按原本雜記共 答佃叔\*(講論之砌)

答佃叔

原本作答個子〇按ずるに此已下

答佃叔へ忍の字

の三書雑記洩せりへ御志の立やう)

答佃叔(委曲なる貴札)

答田邊〈御持病〉 答田邊子へ心法の取入)

答個叔 四五(迫加)

与同村子(彻除)

答小川子 四五六七(追 加

答出迪子

**与横山子** 答森村子

三(追加)

答山田撒

答個子(削除ノ符號附セラル

(同前)

(同前)

答早班子

答淵源 答中西子

答中村子 答清水子

(迫加)

送中川貞良市歸鄉

两皮於

答國領子(削除)

答淵源 答中西子

答问村子  $\exists$ 

答岡村子 答問村子 五 74

答伽 秋

答佃叔 答佣叔

答佃叔 二改么、 (叔字 否號 7 初子二作り後朱書二 示ス數字ナシ

答仰叔 答侃叔(同 前

答佃叔

(同前

答小川子 答川邊子

答田邊子 與橫山子

答森村小 小二改 4 へ小字初子二作り後朱書二

答森村子

二(削除)

答森村小 答山田權

答早版子

イに諸生に代て

典橋山子(共許令炎上)

答森村子(心法の取入)

報森村小米 答森村氏\*(學問の工夫) 答森村子八工夫間断 (心術病痛)

答早藤子(心法) 把朝) 答森村長\* (先被除世間之間)

興中村子\*(中四氏への 答中村子\* (知止之功

テ 以

答一尾。(未能尊顏)

答一尾(善にうつりがたく)

答淵宗誠\*(奈良茶の 答中西常慶\*(御病氣再發)

與吉田子\* 答清水季格で、件智に (御志厚)

與吉田新\* (御受用底

答山田權\*(心術の)

與熊澤子へ淵子お下候條 觀護野子(心術

答中川貞良老母=(后生の事) 答清水十 與熊澤二\*(頃來) 以下如雜記本(御受用

底

典牛原氏老母 裁す諸本並こもらせり (平生の御心)

自間瀬氏育女之歌之由にて炎予祭正

540

(よしあし
さ思ふ心)

答木下氏(向より)

答田中氏へ他の非た)

答中村重〈重字初子二作り後朱書二テ 重二改と

答一見子

即古出了

与你村子,彻除,

答中川貞良老母

與國領子(彻除ノ符號附セラル)

与國領子八追加 答(同前)

与吉田新

報森村小八削除

送岡村子(削除ノ符號附セラル)

報佣子(同前) 二(同前)

報淺野子

答明井子

**送尚村子** 則月川子 戊子夏

与中村重、削除ノ符號附セラル)

与土肥子(同前)

给之十五

修文五 文集

日川工程へ追 加

性氣理物論、同前

答一尾子

答中川貞良老母

答垂井子

與池田子

送岡村子 戊子夏 〇以上下文雜著下合

=/ テー册)

藤樹先生倭文書簡拾遺

答田中氏 答木下氏

答田中氏

自間瀬氏育女之歌の由にて求予斧正

与牛原氏老母

寄友 辛丑之秋

答田中氏

答中山氏

答問村氏

以上

册

樹先生全書卷之(卷數チ示スペキ數字ナシ)

答一尾子

與土肥子\*(性は)

答中山氏(師友の)

興富貞庵\*へ此道や)

與法勝寺\*(今月十六日之)

答吉田新

重二改ム)

答吉田新 答中村重

(新字初子ニ作リ後朱書ニテ

又へ靜坐に

又(色欲)

答淺野子

藤樹先生全集卷第十二 熊澤伯繼書\*

典池田某\*(あまり久布) 答中孫右\*(中小森) 答中川貞良\*(當月朔) 與某氏\*(學問工夫)

(以上第九册)

國字雜著上

攝津 筱原元博以禮 編

朱子格物說解\*

辛丑之秋寄友\*

與森村子日用工程 送岡村子\*へ岡村子仕途に ○此已下並に全書諸 本書簡原本及萬年足

與中川子\*

送戶田子\*

萬物皆備於我矣反身而誠樂莫大焉

=

女訓

春風並除職解

卷之十六 倭文 六

戏書一

鑑章上

卷之十七 倭文 七

戏書 二

鑑草下八下字初二二作り後下二改ムン

(鑑草下)(佚)

卷之十八八此ヨリ卷之二十一二至ル迄削除 六迄二分類シタルモノナ後上下二谷 筆加ヘラル、 蓋シ最初鑑草ナーヨリ

倭文 八 成書 三、削除

ニ分チタルニ由ル)

卷之十九 (同前)

阿阿阿)

鑑革三六同前

倭文 九 成書 四〇同首

卷之二十 (同前)

倭文集 (大全朱子日格物云々) 雜著 失年紀

女訓 我能从

蘇切先在全集卷第十三

排

後原元博以德 得 国字符者下 我性度×

女川米

存是省際

信道不無過能質有為能為亡

心氣理物論

日用工程 丙戌冬(上記任書ト合ス) 客風並陰賦解(存)

二州

陰端光 春風\*

(鑑草上、(佚)

種子方 陰障解 親親仁民愛物 辨惑立志

〔以上第十册〕

藤樹先生全集卷第十四 (佚)

藤樹先生全集卷第十五 (佚)

藤桐先生全集卷第十六 (佚)

藤樹先生全集附錄日次 藤樹先生全集卷第十七 (佚)(以上册数不明)

藤樹全書序門露 同國字序

祭藤村先生文平祠 找本寒源論抄序

等 執際文 大洲止無書院明倫堂成告陽明藤樹二先生文

題湖西同志書 藤樹先生百年於日記

四四

倭女 十二、同前)

湖學紀聞(第五册三七五一六頁內容細目參

(以上一册)

右下卷

此ノ巨次ハ卷頭載スル所ニ據ル)

右上意へ結名無シ、今湖學雜纂ト名ヅク、

網草 六(同前)

卷之十八 成書 七八十八初二十二二作り後 十八三改五

倭文 八八八ノ字初十二二作り後八二改ムン **翁問答上 寬水十七年灰辰三十三歲秋** 

您之十九(十九初二十三二作り後十九二改五)

倭女 九(九ノ字初十三二作三後九二改五) 新問答下

你之二十二十初二十四二作 卷二十二改五

二作ル、今可ス、下同ツ) 徒得醫筌 一 寛永十五年秋 (徑ノ字經

七之一十一〇一ノ字初五二作三後一二改五)

**答者** 二

**捷徑醫筌** 二

省之二十二八二ノ字初六三作甲後二三改五)

**捷徑醫筌** 三

答之二十三〇三ノ字初七二作り後三二改五)

Py

捷徑營签 四

(捷徑醫筌 三)(佚)

(翁問答上)(佚)

(翁問答下)(佚)

(捷徑醬筌

(捷徑醫筌 二)(佚)

(捷徑營筌 四)(佚)

資料一覽表(一)(二)(二)(附) 嘿軒文集目次

(以上十一册現存)

〔以上一册〕

誠編 **嘿軒文集目**次 經書註解類

o孝經啓蒙 o鄉黨啓蒙

抄之類

o大學中脂論語要語解

o 学經考 o 大學四書考 o 四書合一圖說 o 明 德國 o太乙神經序疑解 o書翰 o翁問答

o鑑草 o春風並陰騭

o醫筌 o神方奇術 o 日用要方 o南針

o年語 o草稿間交晤費

五

您之二十四(四ノ字初八二作り後四二改五) 魯書 五

**捷徑營签** 五

管書 六

捷徑醫筌 六

您之二十六 〇二十六初三十二作り後二十六二 改立

卷之二十七〈二十七初三十一二作り後二十七

二改么)

南針中

卷之二十八八二十八初三十二二作り後二十八 魯書 九 二改五)

南針下

卷之二十九〇二十九初三十三二作り後二十九 二改之

卷之三十八三十初三十四二作「後三十二改五」 神方奇術附五臟圖正保元年甲申三十七歲

日用要方

(日用要方)(佚)

卷之三十一 外集醫書十

(南針下)(佚)

神方奇術、存)

(捷徑醫筌 五)(佚)

(捷徑醫筌 六)(佚)

(南針上)(佚)

(南針中)(佚

(二册)

卷之三十二(一物五二作り後一二改五)

卷之三十三

藤樹先生年譜(存)

(一册)

SF.

薛樹先生全書

文集序(岡田敬序)

(以上全一册)

藤 樹 先 生 0 眞 蹟

(四)

〇與:倚松庵、茶事に關する書翰)

第二册

五三六—七(五四七)

京都市左京區岡崎入江町八二 廣瀬俊吉氏

〇池 田子に贈れる書翰(摹刻) 第二册写一一(图0)

T 媛 為縣郡中町 松村鹿太郎氏より藤樹書院に寄贈其の他

〇典 池川子 第二册(至0)(記念帖

〇一尾小太におくれる書翰

愛媛縣喜多郡大洲町 村上長次耶氏

第二册写0一八写言

靜岡縣新居町 岡部讓氏

0

第二册員一門是古、三宣、三元、壹一

小川喜代藏氏

〇冰片 為 第二册三二一五二三二一六 委員 〇冰

草

料 ---处 表 (Py 4 エ、オ

顶

(濁音は同列中の末尾におく)(初の數字は正文の所在を示す/排列は五十音順による、)(初の數字はコロタイプ版、(

滋賀縣高島郡川上村大字濱分 岩佐定一氏

○易 卦 圖 第一册也是一三

藤

樹

書

院

〇大洲藩家老大橋作右衛門におくれる書翰 (答:作右:)

第二册至六一七至七

愛媛縣郡中町

栗田

與三原氏

〇與"岡七兵 第二册(云咒)(記念帖

滋賀縣高島郡青柳村大字上小川 中江伊 喜知 氏

(傳說) 翁問答原稿斷片 第三册系一七 藤 樹 書 院

〇翁問答古寫本斷片 第三册表—七

滋賀縣高島郡大溝町 中村德通氏

○思ひきやの歌へ詠草を見よ) 第二册(三)

t

の時養軒におく れる書館 第二册門二 三分四

名古屋市東區斜岸町三 丁川上 加藤芳治氏

〇格物效知解 邻 肋 你首,心

陈树神社々变

0 格物致知(性命變除妙術) (京都大震災姚失) 第一册界 上二三 舊大洲為主子舒

〇假名書き孝經(眞蹟折本)第二册三三三四)

隊 樹 1 院

〇學含坐右戒 第一册三十五三章) 愛媛縣郡中町 宮内恐氏

第一册三〇一二〇页) 委員 小川喜代藏氏

○學術便蒙

○歸郷豫報の文第二册完一三思ご

被賀縣長濱在南方 川中四一点氏

0

第一册(三元)

〇送。熊澤子(序)第一册《云《記念帖》

被代縣大津市 邮川 六之助氏

〇億。熊澤子(印本)第一册三〇一二〇三〇〇六論衍義大意」所載

○熊澤了介におくれる書翰 第二册至四一五至一

京都府字治郡醍醐村大字三寶院 大溪傳明氏

〇熊澤丁介におくれる書翰 第二册五四一天(五三)

山形縣鶴岡町 **利田俊治氏** 

〇小島七郎右宛歸郷景報の書館歸贈県の変を見より

113

〇孝經八百文真體折本、第二份一員一十二記欄外〉 修 樹 12-

〇孝經啓蒙(敬寫)(記

念精

藤 樹

10

院

Pi

愛媛縣大洲町

近蘇規矩丸氏

○點斧弟論 第一册四八一七(四)

加藤泰秋氏

○黄鳥養質(絲種黄鳥) 第一册芸一七三 愛媛縣新谷町

〇孔夫子尊號(至聖文宣王) 第一册過一五

岡山市

池田公館家州即

河内字十郎氏

○好問、詠草を見よ) 吾(ワレを見よ) 第一册(三三)

〇五性圖說 第一册公置一至公置三

委員

小川喜代殿氏

(五三七)

〇答。作右一(大洲藩家老大橋作右衙門を見よ) 第二册

〇四背合一圖說、敬寫本) 第一册芸 ・七八大三五

委山

小川喜代戲氏

○至聖文宣王(孔夫子尊號を見よ) ○捷徑醫筌に關する書翰○興業氏ン 第二斯五天-1·西八

〇一(伊藤公衛寄贈)心書孝經(孝經及假名書奉經不見。 京都市左京區岡崎入江町八二 廣瀏俊吉氏

大阪市北區旅德町 田中宗一氏

〇 慎獨(此是格物致知之靈楊) 第一册 卷首(元) 藤樹神社々寶

〇慎獨、太唐厚遠之皇上帝 第一册以一代三)

、 殿賀縣 滋賀郡 伊春立村大字途中 藤田 信好氏

、副本

委員 小川喜代藏氏

〇一四子之冬十一月金五日一神農像費第一册公司

遊賀縣高鳥郡本庄村大字北船木 松下嚴之進氏舊藏

(今其の人亡く其家絶え眞蹟亦見るに由なし)

〇神方奇術(記念帖)

滋賀縣高島郡本庄村大字北船木 松下巖之進氏

〇持敬圖說及解 第一册名第一系合、完之

滋賀縣高島郡青柳村大字青柳 岡田元誠氏

〇月反(永草を見よ) 第二册(至二)

〇熟語解第二册第0—1(页书)

兵庫縣武庫郡打出濱 森下博氏

〇熟語解 第二册表0一八天八

滋賀縣東淺井郡小谷村 佐野員次郎氏

〇熟語解第二册元5-1(元5) 大阪市外石切町 吉川又平氏

〇大學解

〇熟語解 第二册表0一二五二三重縣名質鄒藏持村 岸本千秋氏

資料一覽表 (四) シ、ジ、セ、タ、ダ

〇熟語解(記念帖)

〇黑語解

遊賀縣高島郡本庄村大字北船木 松下巖之進氏

〇壬午之歲日(恩筠有」志,于心學) 第一冊為一五九二

○誠意(一而不貳) 第一册 卷首(1四) 藤樹神社々寶 遊賀縣高島郡水尾村 万木利一氏

〇誠意(誠者本心之實體)(記念帖) 第一册(三)

(藤樹先生を語る参照)

参照) 第一版(三) 筆盤/高念朝) 第一版(三)

坂本左狂氏

(中村重を見よ) 一、滋賀縣坂田郡長濱町 下郷共濟會

○谷勘兵衞に與へられたる藤樹先生真筆書狀第五册 ○聖經 第一册 卷首(酉) 藤樹神社々寶

〇與二谷川氏」第二册(四元)雜誌陽明學第百二十八號所載三00—三01(第二册至1) 雜誌陽明學第百二十八號所載

會津北鄉藤樹學派所傳 東京 故 齋藤一馬氏

〇送一谷川子」(仲子曰云々)第一册舀一天九二

滋賀縣高島郡水尾村 万木利一氏

○樂しみもまた苦しみもの歌(詠草を見よ)第二册(三元)

第二册八一六三 藤樹 書院

〇大學啓蒙、斷片) 第一册三0-二〇三

九

# 藤樹先生全集 卷之四十九 ダ、チ、ツ、テ、

遊貨縣高島郡青柳村大字上小川 淵田岩次郎氏

〇(和文)大學考第二册(一九九)

藤樹書

院

〇大學朱子序圖說 第一册表一名。 ( ) ( ) 向つて右

委員 小川喜代藏氏

〇大學朱子序圖說(敬寫並真蹟補筆)

第一册雲実―七/空学)(向つて左) 委員 小川喜代職氏

〇大學序說(敬寫本) 第一册表 代三)

滋賀縣高鳥郡水尾村大字鴨 北川馬吉氏

太神宮|進》祝詞|第一册為一系為)

〇叁开

一、兵庫縣六甲苦樂園 森下 博氏

(記念帖) 一、滋賀縣大津市 邨田六之助氏

第二册(吾二) 愛媛縣松山市唐人町 井門イチ氏

〇斷 片第二册(盖)

〇斷

東京市外杉並町字馬橋三0 中川泰輔氏

○致良知(各册見返しの圖案は藤樹書院欄間より採る、しご先生

の眞蹟に係る)

〇陽明學時代の教學綱領「致良知」第一册卷首

藤樹香院

けたとう。

0

第五册英文(三) 三

藤村音

○茶事に闘する書翰(県、倚松鹿」を見より第二册(吾り)

〇中(此是神明) 第一册三10—二(三)

〇中庸解 第二册八九(至)

小川喜代敞氏

大阪市住吉區学野郷町 大阪市住吉區学野郷町

十橋似氏

P. 杆 賣 犀 ( 門人 敬寫、 真璇輔綴 ) 第二 班

〇中庸續解(門人敬寫、眞蹟輔殺) 第二册音—共二三

藤樹書

院

〇送』佃子」 第一册 卷首(1公)

、愛媛縣伊溪郡郡中町 宮内小三郎氏

1

藤村

神

前々管

○佃子に贈れる書翰第二册三六一九元記

愛媛縣大洲町 程野彦太郎氏

○佃子に贈れる書翰第二册表一次□□□

大阪毎日新聞社々長

本山彦一氏

〇上』 (敬寫か) 第二册(記)

(記念帖) 愛媛縣大洲町 故 中村四郎太夫氏

〇丁亥正月吉試翰之次偶成 第一册卷一点会

委員 小川喜代職氏

○戸田子に贈れる長篇和歌 第二册50-1(55)

〇朱子學時代の数學綱領、藤樹規」第一册 三四年八三三)

神 な変(在中の各題目について見よ)第 一册 将首

(第五册補遺)

愛媛縣喜多郡內子町

曾根高重氏

〇藤 〇藤樹先生古歌 第五册一次一十八日中) 樹 藤 樹 院

藤樹先生令室別所氏(常名彌三耶母堂)書狀

第五册公員一九 委員

○道統傳 第五册六一六(六七)

小川喜代藏氏

〇中川貞良におくれる長篇和歌 第二册三00一一(完代)

遊賀縣高島郡水尾村大字鴨

北川久兵衞氏

東京市外杉並町字馬橋云0 中川泰輔氏

(記念品) 一、滋賀縣高島郡青柳村 岡田元誠氏

〇中川真良におくれる書翰(県、中善兵)第二 一册至六

愛媛縣郡中町 西谷正道氏

〇答。中川貞良第二册(壽三)

(記念帖) 舊大洲藩主 加藤泰秋氏

〇送,中川子,第一册。一五(空)

京都市東三本木丸太町上ル 雨森民雄氏

〇中西常慶におくれる書翰〈答』中孫右〉第二册第二一三三

n

料

T.C.

表(四)

ト、ナ、ニ、ハ、ブ、ボ、メ

〇中西常慶におくれる書輸 (與"中孫右」)第二册四三一三三四 帝國學士院所藏書畫大觀所擊

〇中村重におくれる書翰(絕筆書簡)第二册号の一(号) (誠意を見よ) 京都市鉄屋町通二條下ル 下鄉傳平氏

〇代門人一答: 西銘疑義 第一册 一五三〇〇

滋賀縣高島郡青柳村大字上小川 淵田與惣吉氏

○早利兵におくれる書翰 第二册咒二一三(至10)

愛媛縣大洲町

須之內實三郎氏

〇安分 身 無辱

知幾 自 閑 を看より る書簡及び附點あり、 (同じ軸中に常省先生の前田久彌に宛てた

第五册補遺並補

(記念帖) 滋賀縣高島郡水尾村大字武曾

万木長茂氏

却

雖居人

世

E

〇與,某氏一(捷徑醫筌に關する書翰を見よ)第二册(至門) 是出人間

〇某年元旦作 第一册弘—至(10人)

滋賀縣高島郡青柳村大字上小川 淵田 與惣吉氏

〇明德圖說 第一册交四一至《安宝》

被賀縣高島郡新儀村大字太田 足立平左衛門氏

〇題明明德(明德之全體)第一册 **巻首(一き)** 藤樹神社々寶

〇紹經黃馬 高 黃島醬 致少見 t 館 一册(高

〇代,門人,答,西銘疑義, (西銘のところを見よ)

〇答。山田權 雜誌陽明學第百六拾號所載 第二册(四四) 會津學派傳來真蹟

東京 故 濟 雌

[14]

大學 《藤樹研究第四条二院門尚京都だより發照

柳村

/j.

]]]

5;

和氏

〇送。山田子, 第一册三0—二〇全 變媛縣西字和那八幡濱町

馬氏

〇吾 第一班三〇一二〇三五

愛媛縣大洲町 [1] Эī. 郎氏

年 刊補 遺

〇乙門元川詩 (拙稿藤樹研究の新資料参照

(遺恩帖 第一册宝

遊賀縣蒲生郡桐原村 大阪市北區旅德町 100 [1] ria 污 大大氏

〇詩小雅魚麗之什、 采菽角弓菀柳三篇階 遊賀縣大海町勝野 福井市之道氏

〇以 物视物、 不以己觀

(遺場帖)

藤樹研究第六祭四號及八谷四號京都たより祭照

第一册卷首

滋賀縣立藤樹高等女學校

碼文の謄寫

(遺墨帖)

〇春秋左氏傳《桓公二、三年》

[11]

た

( ) 農鴨

江 等的為江下 行行 1].

1

に氏

.). ()

( ) 下海水 詩經 序之一 (指為中江島門上)三統計統行照。

第一股符首

此相書紀保管

被賀縣高局部市

○祖父に宛てたる書簡 第二册表了一六

村田吉右衙門氏

京京文理科大學助教授 11:1 膨 1: 平氏

〇何陋軒記謄寫

(遺墨帖)

滋賀縣高島郡安曇村田中真迎寺

1 3

j'Y

JII

水氏

〇文四苑書簡 (名家子簡所載

一道場例

一梁仲川默齋說云云

道器帖

心中川寒翁宛書通

滋賀縣高島郡青柳村 心村三次氏

) 癸未之歲 1. (造器帖 、旅樹 研究六谷

[14]

弘 ارز

初たさり参照

游

业

135

-1:

院

滋賀縣立藤构正写《學校

(河流) 分 別心

〇詠

(遺墨帖 )第二册号I

一次,森村氏一《廣樹研究六卷十號直播たまり等 (遺場帖、第 一切一

同

校

10 113

1:

14 11] 決步被 意圖 141 敬治主幹雜品陽明學第二 號川

邻 一朋後首

成意 東原廣瀬氏所藏品賣立日錄所 載

第一册卷首

〇送横山子並後熊澤子 第一川二〇一二 兵 146 縣六甲苦樂園 称 下 博氏

〇大

學

志

註

並

解 考

册

(墨附

の永權右宛書簡 膝 樹研究第八卷一號 物 111

第二册五台一六

/ 進票帖

中

彩

伊

豫

八幡濱

Thi

得

能

京

信氏

第

一册卷首影印)

同

J-

明 文

册

(墨附二十五枚

)倭 中

書

〇心法圖說 第二朋个六一七

()

果氏に與

3.

堰

第二册在不完

山

戊歲口詩

序

八遺

恩朝

144 資縣 ※高島郡· 水尾村 澤 太助

氏

发 娱 原 伊 豫 4115 的 11 濼 村 上野 [III] 部 条空 和 氏

先哲書影所

蔵

をしき花 々に消 () 、第一册卷首再刊の解追記参照 でときえぬ ましちりて あ < たの

堰 饭 縣六洲町城 14 14 尾 II: 敬氏

> 〇孝 長篇和歌並送森村子一些解·詩·女·詩·維落·

fir

册 (墨附 (墨附六 Fi. --

(墨附二十九枚 墨附二十八枚 十二枚 --九枚 PH (照参記追辭の刊再首卷册

1111-

(墨附

(藤門戶田孫助正度拜受傳來 愛媛縣喜多郡新谷村 香 渡

富 子 氏

(以上、 参照) 第 册卷首再刊の蘇追記並藤樹研究第八卷五號京都だより

資 料 覧 表 終

料 THE 表 pu 年 刊 補 進

资



士を 着手 11: Tie 13 氏 4. 創 0 3 5 大正 0) 0) 3 0) 37 膝 故 上任 する 允許 111 第 を決意 [3 1 林村 0) n 版 内 20 先生 30 七 崇敬 Z's 期 78 総数 红 個 得た 同 41 74 せ 林 郎 來 全 りつ 以て 業 者總代 出于 其 集 氏 IF. 30 1-基 とし 降 愈 to 0 0) 當時 全集 機 推 氏 編 水 藤樹 文學 とな T 依て 財 144 T. 0 賀 產 藤 熟 子 0) は 神 士 する 編 造 樹 淵 直 L は乏を愛知 縣 膝 社 纂を 加 成 市申 知 1 田 樹 の造 を待 藤 大 竹 藤 0 事 社 神 各項 始 盛 創 次 樹 JF. 1-邢 一巻を 八 め 郎 市申 て 任 立 創 を掲 50 12 年十二月二十日 郡 ぜら 氏 社 立 同 企 50 第 長 外 創 協 高 劃 げ 後 办 (= る 贊 无 橋俊 L 期事 名 協 幾 承け 會第 1 一一一 全國 P, 何 贊 0 乘·柴田 業 官 會 を予 T 8 其 各 3 民 多 73 先 期 L < 種 組 市申 1 0 有 事 つ 甚 授く。 任 T 織 社 して 高 0 志 業 學 形. を L 創 1-島 -0 郎 校 立 森 在 理 郡 德 予 とし を始 會長 0 氏 りし を巡 . 事 小 願 乃ち 本 3 去 L 書を提 111 堂 b か、 7 め 1= 視 喜代藏 改築 着手 は 地 般 子 森氏 知 堀 元 篤 事 出 田 は 0 親 せ -U) 志 理 堀 有 義 0) 3 諸氏 次 推挽 1 事 者 H 志 n 翌九 藤 長 義 3 郎 聖 た 0 に委員 贊同 樹文 次郎 謀 る 2 氏 に依 人 L 0 3 年 本 h 7 六 淵 庫 氏、 to 縣 5 跡 0 を依 高 百 月 和 求 建 知 な H 50 + 設 般 副 8 竹 事 島 訪 、囑し、 會 直 郡 ひ H 1-0) 次 會 長 始 郎 長 回 1 任 神 務 1= 氏 せ 1-藤 顧 め 5 す 藤 30 は 7 外 轉 加 祉 樹 藤文學 內 內 进 掌 樹 n 任 神 n 務 先 務 六名 18 ば 理 社 生 部 大 命 0) 去

ifili 全集 L T Jil: 抑 11: 0) U) माम् 371: 311 0) 編 nil: 答就 光 祭 0) 4 は 滥 5. 女 先 然 ili 4: は 今復 慕景 0) 先 殿 生 全 仰 狮 0) 集 L 0) 英靈を 加 淵 0) 編 博 的 纂了 風 公祀 教 L T る 0) 0 發 德 班 14 達 化 1= 多 に斯 0 列 助 偉 道の 成 大 其 少 な 0) るを中 為め慶賀に勝 んとする 遺 德 を千 外 精 に宣 載 神 に崇く 揚 ふべけ 1 至 b し、以て 以 h 7 So は て文 兩 特 民 者 敎 1 異 德 0) 大正十三年 興 な 0) 隆 糜 3 所 を 礪 なし 助 1-資す 秋 る 斯〈 + る 一月 在 1: 90 7 在 曩に 50 而 今 553

13 寸 門 O) 智 10 御 1. 縣 THE 10 九门 10X 問 政 71 11.72 1-1 末 1) 亦 1-松 偕 北 なご 剩 0) は -Mi 郎 L 1 まし 優 IC 1-達 1/43 鹤 73 1 此 震 3 天恩 なっ 陸軍 名 御 洪 1: p)E 13 14: 大 3 野 ili 夏 33 ~ 坝 心 賜 御 1-流 斯 13 迎 業 1) Hit DIL ~ 0) 12 本 0 から 寫 b 3 P 成 3 8 10 -16 侧 北京 開 畏 泛 すっ ひ奉 < U) Tr 8 本 n に行 御 50 何 II · 4: 0) 1 3 光 IIII 1-立) 柴質 L 於て 6 て今や せら 1-藤 之に 村 \$2 業 L Hill 成 過 3 **沛**士 1. 5 並 んさす。 3 1-店 3 个 集 U) なく、 本 料 何 微臣 K 等 委 品 le

1200

寐

神

安きを

心心え

すい

んば

非

ざる

か

3

72 特 特 30 從 材 此 淮 太 BIS 思 旗 か 11: 彩 1= 0 H 氏 亦 せ प्रीर 親 3 化 質 宵 3 鬼 加 71 つて 41 3 高 集 全 0) 旅 究 集 カラ 70 及 本 的 0) 橋 - 1: 蓝 本 見 沙 1 湘 全 111] 心 CK 任 内 TE し以 會 1= 集 地 かっ 江 3 冷 に忙 亦京 5 沙公 方 理 は 徐 (1) 30 31 T 31 聖 15 1-0) 智 -Je 研 縣 ナこ 今 か 往 都 人偉 しく 柴田 殘 H さ 3 に在 1/0 小 る。 30 爾 德 3 W. あ Fil 5 後 油 0) す。 委員 0) 各 3 地 單 同 1 1 30 權 如 地 0) **分**擔 IC 且 旅 1 學 1-化 は 1= 致 學界 樹 なら 校 せ は ---な 2 散 ると bo 後 理 壯 ERL 绝 Le 0) 3 水 31 部 よ 年 1= 0) 1 今や とし 共に るな 縣 時 [幕] 1 3 分 1) 13 に就 化 登 7 5 0 心た T 委員 3 知 協 粉 よ 知 料 先生 官 諸 查 る帝 き透 73 h 1 (T) 諸 es. 1= 般 料 蒐集 研 等 10 學校 任 征 究 750 0) 都 0 K 斷 せら 高 名 11 探 少 よ せ 1-り之 然職 業さ 13 所 年 3 在 教授 訪 22 1-苦 成 VII L りて常に 1 參訓 から さい 果 T 腦 心 T B 0) 衛子 轉 10 通 か 未 專 以 同 粘 報 し、 U 查 1 資料 U 以 研干 だ着 T BH げ 4 浴 1 bo 新 T 特 北 -光 3 何 1 門門 全 死 J. 北 斯 0 1= 高 1 集 務 ふを 小 苑 n 業 至 0) 研 1: 島 1-111 集 川 3 0 3 ご共 まるで 1-鞅 那 妨 附 委員 完 1-進 至 学 虚 け 北 抄 750 海 2. 逐 質 L 1-L は 0 li 1-5 報 3 始 任 る 以 平 1, を 便 1-3 終 17. T 告に 為に 定 寻 人 4 ~ 5 德 6 0 113 -8 h 大 沅 水 故 11 11 n 0) 子 光 道、 た 專 業 Jill's 鄉 む ブリ L 及 3 は たさ 彩 な 念 1 3 松 CK 斯 大 住 非 To 南 3 斯 3 3 藤 山 IE 加 業 樹 藤

耶

彰する

足る

1:

きは

信じて

疑はざるどころ

73

30

終りに

全集編纂

2)

業の

Ħ

11

上二陽

1

始終特

31

0)

泔:

意を

頭

文

庙

建

北

0)

哥

業

あ

1)

20

雖

3

心

す

eg

近き

將

米

に於

T

之が質現

を見、

以

T

水

何

0)

1

業

を完

版

L

平

人

0

遺

和

--

阴

す

~

3 編

仕

3

五

1

絕

とに

東

敬

极 I 事 歴 大 **W**i h

魁

篤

73

3

推

户

書

を

寄

せ

5

n

た

90

此

は

永

<

記

念と

して保

存

すべ

きも

0

な

n

ば

左

之を

附

1

日

山

彦

大

學

總

5

12

せ

8

0

あ

特

1

卷

有

力

な

此

0)

間

310

敬謝の微忱を表す。

0 3 南 50 他 最 州 後 4 界を悲 ず携 斯 かっ 業の 記して其の憂思を慰 まず終に完成 しみ П 進 行 つ二男の 1/1 加 0) 今日あるを致せり。 Ti 膝 患 主任 め、 悩 は むし 長兄を喪ひ、 П つ重 遭ひ、 ねて十 予も亦愛親 高橋 摩 星霜の 0) 苫 委員 心 心勢を多 1-は合室永く病褥 1-可如 永決 るに此 訓 L て特 に委員 0) 如 1-懊惱せられ、 き家庭上の 济 村 1) 心事に同 惨 小川委員 事を以てす。 情する は長 もの 女 ifii

## 藤樹神社創立協贊會

前

昭和四年三月三十日

理事長 佐野 眞 次 郎 敬記

## 推薦書

知悉 弘、〈 創 事 中 T. 協 せら 江 IE 世道人心の 行はこの 確 行 Ą 膝 樹先 73 向 30 T 8 る資料を せず、 起し、 居ま 生の徳行は 全集 振興上、 せかい によりて始めて大觀することが出 拮据 蒐集 先づ 三和 反に世 L, 藤樹 利する所が多大であるご信じます。 + 年 之を底本さし、 0 神社の造營を終へ、尋で藤樹先生全集の は定 人の景仰する所でありますが、 功を積 1 聖代の みて、 一大恨事であります。 茲に完璧に近き全集の 傍ら諸本を比 外 ることゝなり、 較研 其 究して、 の淵 滋賀縣官民之を遺憾さし、 發刊を見 刊行を企て藤樹書院所藏 源 學術上・教育上裨益する所大なるは勿 傍記 12 る 學 义 るに至りました。 循 は 思 頭 註 想 1 智 施し、 至 つて 藤樹先 解 は 0 曩 に藤 寫 未 說 た學 を加 本 生の學 70 樹 始め 中市

加

論

廣

<

一般人士も必ず一本を左右

に備

へ、以て我が先覺者の精神生活を回顧欽仰するの

思

3

本書

0)

如き

は

相

當の

學校

及圖

書館

にあ

りては、

必ずこれ

を備

i

べく、

個

人ごしては學者

教

育

家は

登さなされ

んこ

形生 帝 賀 國 縣 教 教 育 育 會 會 長 長 澤 今 村 政 正 太 郎 美

11: 外生 集 大 派 h 1-法 11: 0) EII 1: 版 Bi 13 和 10 11 int 樹 届引 祭に to 训访 者 逸 先 ti 1-0 以 11: 能 19 L 性 行 济 て學界の ささ は 全 魚 りつ す T. 集 行 水 0) 0) L 誤 0) Tp 全 對 夙 3 多 新 他 别 校 n 3 撰 30 拮 恨 は 成 0) 窺 て審 挑 是 事 70 2 告ぐっ + 3 なら U 0) 書に 我 為 年 傍 すい 多 せ カジ 50 學界 國 記 積 據 或 又 A 3 h 最 T は 藤 T は 0) 高 乃 樹 先 為 頭 阴 5 生 註 0 神 人 1-精 多 成 0) 慶 耐 0 施 學 言 神 創 n 所 立 ~ 生 h 何 說 協 しっ 活を為 を To 余披 贊 加 論 混 會 定 2 顧 深 L 3 せ い 3 る近江 て之を 1 < 或 1: 12 新 此 阴 3 は 1-1-治 茶 3 聖人 發 讀 慨 二十 0 Ш 見 む 1-南 0 50 に、 0 六年 は 著 L 大 72 往 述 底 社 人 る to 0 K 格 幾 本 殿 1 加 發 を知 多貴 の造 して 刊 の討 ~ 0 1= 營竣 るには 重 究至らざる 錯 係 > な 誤 る「藤 る資料 るやい 1 却 寔 陷 つて先生 樹 に當代 b 全書」は、 なく、 を以 直 12 5 3 の第 てす。 自 1 3 編次 本 0 撰 啻 全 南 0

i, 水 能 [1] TAL 20 \$2 打 た 1, 先 [2] In 21 4: 1.1 味 3 111] -5 FAL 7 既 傑 鸡儿 :][: 12 10 1-0) は、 天 Ú 1: 初好 0) . 人 料高 1 は かい Hill 終 0) 6 文 格 カ 身之 廣 F 創 を表 修 居 建 無 证 を L L III] L 行 居 自 3 す 雖 12 2 b かっ 3 1-天 5 る 3 多 3 大成 餘 下 猶 題 興 南 0) るの とし、 亦 3 正 L 多 先 位 た 生 PO 學 1 る 0 3 因て一 立 3: 遺教 5 1-阴 0 治 天 常 藤 Ţ に負 言を寄 維 樹 0 の大道 新 先 師 なく、 生 S 0) せて B 鴻 其 0 業 多 0 世 勘 を 行 人 而 翼 1 0) かっ ^ 3 **b** 非ず 贊 先 5 淵 ずの 生 L 深 to 72 宜 PO 73 景仰 る豪 3 余 な 平 る 先 思 する 生 傑 哉、 生 索 先 吉 は 3 0 生 其 篤 田 年 1-實 士 僅 0) 松 13 私 陰 片 1 な 四 淑 言 る 推獎す . 隻句 + 體 西 鄉 驗 今此 8 さを以 と云ふ。 南 心あ 洲 して歿 等 0 書 b から 陽 世 7

京都帝國大學總長 荒 木 寅 三 郎

暴事歷大要

Di

藤 樹 先 生 0) 他 0) 方面 1-關 しては 姑らく是を含き、 今は主さして教育家さしての先生の特徴に就 いて予の所

I,I 圳 15 略 述 47 h

先生が高 湛 1-して面 も實行に適切なる教育の理想を掲げ、 且つ燃ゆるが如き愛の心を以て子弟の薫陶に寝

食を忘れられたること其 の一なり。

常に教育 原理 の討究を怠らず、 教育の本質が 徳化に在ることを主張し、且つ之を實行せられたること其 0

なり。

藤樹 規 致 良 知 0) 如き特色ある教育の綱領を揭示し以て子弟の適歸すべき點を明示すると共に、時・處・位

1: 應じて活用すべ き根 本 原理 を数示せられ たること其の三なり。

女子教育の 必要を提唱し、 以下篤學有 叉其の教 為 の士を薫化せら 育の實際 に對して考慮深 in 12 るの 3 ならず、 き方法を示された 大野了佐 0 如 ること其 き低 能者 0 79 0) なりつ 教育に 河道

努 力を排 ひ、 又能く之に成功せられたること其 の五 なりつ

水

111

淵岡

山

述 教授の外、 自から教授用 許を編述し、 又書簡に依る通信教授の方法を實行して、 教育 0) 徹 底 3 其 の永

續 苦心せられたること其の六なり。

紹 教授 0) 0 解釋に於て訓 方法 に於ても 計 训 0) 吟味 物记 13 べきも を重 h 0 -\$. 亦抄 3 と共 かっ らず。 に思想の 此 等を理 通 粗 を応 論 れず、 的に解剖すれば、 分解ご綜 合の 幾多の活教訓を見出 兩 方法 を併用 せ 3 如

に位大たる教育家の街 之を要するに、 先生 U) 教育は 党が推奨し歩れる 孔子ごべ ス 3 1% U 15 7 5-7,5 1 0) 今本全集の内容を観るに、 Ic 所 沙 併 枕 する 0) 槪 あ 50 緩必貴重なる研究資料 --は 4. 來 教 Ti じ) 作 的 1.0

特

きこと其

の七なり。

提 20 供 加 せら 以 れた て先生學術 るを知 ると同 0) 精瘟を發揮し 川宇 1: 編纂委員 たるは、 諸君が各 本文を熟讀す にな教 で育の る暇 理 論と實際に 無 き人 を利す 通 る 所大な 毎篇首懇切なる內容の るべきを信ず。

說

### 文學博士 小 西 重 直

Ti 微 そり 前後 HJ 30 0) 13 H 野に 部分に 14 Wij 北 事業に 資料 に外 彰 に力あ 0) 修 -5 勤 てこの 聖人は 上爱國 つて、 さして 1 3 7: らずっ いては、 る絶 ついて りしこと質に 秋陽 精 つと 我 完璧に近 必ず一本を 好 hill 0) カラ 東澤潟 諸豪林 0) め 今日 力を盡 To 國 教程 特に內容を概説し、 修養 明 內 時 HJ] 弊压 容 池 學(0) な き先生の しつゝ 大なるも 子平·佐久間象山·吉田 備 體 りと謂 たるものにして、 田草庵·奥宮慥齋· 裁 救 開 ふべきも あ 0 0 加 完備 全集 る 0 72 73 2 あり。 5 50 めに ~ 0 し せる 0) 一般讀 亦心を 彼の 成 知 敢て江 子 に比 余輩 行 るを見て愉悦 孫 藤樹 合 熊 致良知 が曩 L 澤 0 者 梁川星巖等著名の學者は皆その繼承者ならざるは 松陰·高杉東行·鍋島閑叟·西 一の説最 て、 のた 湖 為に美 先生の大德實踐躬行 蕃山·三宅石 に推 に陽明學會 その めを謀 の學の 奬す。 に堪 田 も適 を買 價を廉 研究に寄せ、 り、且つ營利を目的 ~ 切 卷·三輪 す。 は 1-を興し、 1 L ざる士も、 て、 その篇 せるは喜 0) 執 先生の 齋·佐 感化 更に彼の 藤樹先生 省 鄉南洲 家寳さして又學校に ぶべ 毎 教訓が三百年 藤 に詳 教を 大鹽中 し とせずして只管 齋·大 ·雲井 究む 細 の遺業 本全集 な 龍 鹽中 3 齋 る 必要 解 を擴 間 雄 0) 洗 等 題 は實に邦人 齋 我 を 充 カジ ・春 to 心 0) 聖人の 洞を再 なし。 痛 如 お 附 せ 國 日 でき亦 民 切に感 h 潛 T どする 0) 卷· 遺德 が陽 は 興 陽 教 山 新

## 大阪每日新聞社々長 本 山 彦 一

中 人は 千古の指 であ るつ 針である。 生きさし生け 若し夫の太陽 るもの 太陽の を喪へる世界が永劫の冬に沈むさせば、 光と熱とを享受せざる なきが が如く、 聖人の崇拜を忘 聖人こそは 世 ナ 0 る國 儀

1

家 22 111-11-運 向 14 cz 惟 知 3 0) ~ 3 秋 0 哲 みの 人 0) 73 2 見 3 U 寒 1: かい 脸 0 5 枝 3 を 3 10 鳴 悲まずに 3 すタ、 は 四 持 山 (= 6 n 春 よう < 0 H かっ 華 を 恭 ふこ 3 かる しと す ろ B. 焼季な 悼

たっ 心 7: < 1酸 與 評 6 水 3 石 1/4 全 衙門 近 U) -集 ir. 些 樣 174 110 で 0) [1] 游 直) 人 1-1 + 1-は 打 0 さっ 明洁 は 漲 H 5 は İ 本 0) 果 11 1= 此 旅 3 荷 1 3 樹 12 0) 3 す 情 先 哉 先 恢 4: 景 4: 1-X 旅 \_\_\_ 0 して 2 版 筆 樹 激 1-無 0) 六尺 成 陰 恥 L 1) T U) 0) 農 起 0) 繁 先生 The state of 大 3 1 L カジ n -5-投 な T 72 1-傳 C 11 8 業 111 72 肿 ふっ 3 天 1 3 T 逝 3 南 1 何こそ 足 る \$2 3 0) 三白 书 先 は、 は 生 红 示 30 到 舶 知 小 教 冬墨 生 111 b 活 先 村 0) 3 4: U) 雖 贞 ひじ 3 觸 illi 1. 九 22 h 빏 む あ しは 6 0) 4.5 -447. 沂 人 3 IT. 13 か 情 準 遠 加 執 人 1-響 は

科 なっ FAL L وو 书 b 乍 1+ 先 光 6 4: 線 FI 化 0 U) 分 顶 0) Ai: 信 析 美 仰 1-赖 を は 計 科 2 與 究 T 和 3 L たっ 不 用 厚 盾 す 全 生 3 3 Hi. 册 教 2 0) ~ るの 2 から n 許 3 4 本 全. n は 集 80 精 0 3 原 15 亦 73 最 始 る 新 R 族 ブ 0) y 史 14 料 人 ス 陽 的 2 1-研 0) 映 省 寫 U 法 1-禮 13 3 通 3 拜 先 用 垧 生 38 築 0 37.0 ス Lix ~ ---7 U) + 星 1 和 111: IV -[" か 紀 i)

す 明 3 (5) 夕 4= 照 2 to は 招 わ < 10 から 民 陽 族 0) 戈 0) 2 生 8 3 掉 再造 尾 O) 0 平 11 7 人 で 新 あ H 本 3 0 1-徹 先 生: 6 す 0) 後 黎 11)] 復 0 聖 光 人 多 3 見 Da 0 偏 我 12 之 は 38 此 江 0 湖 全 集 择 to 以 V 3 1 旣

昭 和 SE. + 月 H

藤

樹

市中

加

没

創 Jr. 協 登 何 理 事 長 松 山 膝 太 郎

日昭 新和 111 • 年 一十一 實利 開海·日 近鄉 THI 新報。大阪 大朝 建日 新新 BB [34] 等。 所東 載京

### 總 目 次 (辞目は各册の)

首 第 閑 院 41.13 [:3 載 自卷 仁 親 王 之 殿 下 御 至 題 卷 辭 之十

卷

| 苍        | 卷     |     | 卷           | 卷          | 卷   | 卷  | 卷  | 卷     |    |
|----------|-------|-----|-------------|------------|-----|----|----|-------|----|
| 之        | 之     |     | 之           | 之          | 之   | 之  | 之  | 之     |    |
| 八        | t     |     | 六           | 五          | 四   | =  | =  | -     |    |
| 經解       | 紹介    | 經解  | 經解          | 文集         | 文集  |    |    |       | 編纂 |
| 成書       | 成書    | 成書  | 成書          | <b>无</b> . | 四   | =  | -; | -,    | 總則 |
| 四        | =     | -;  |             | 雜著         | 書:  | 交  | 詩附 | 經解    | 並凡 |
| 論語       | 孝經    | 孝經  | 大學          | •          | •   | •  | 贅聯 | () 點附 | 例  |
| 鄉黨       | 啓蒙    | 啓蒙  | <b>一</b> 啓蒙 | •          | •   | •  | 句  | 孝弟    |    |
| <b>.</b> | 定稿    | (初稿 | 水(斷片)       | •          |     |    |    | 論     |    |
| 翼        | 本)    | 本)… | )::::       |            | •   | •  | •  |       |    |
| 傳        | •     |     |             | •          | •   |    |    | •     |    |
| •        | •     | •   |             | •          | •   | •  | •  | •     |    |
| •        |       | •   |             | •          | •   | •  | •  |       |    |
| •        | •     | •   |             | •          |     | •  | •  | •     |    |
|          |       | •   | •           | •          | :   |    | •  |       |    |
| •        |       | •   |             | •          | •   | •  | :  |       |    |
| •        |       | •   |             |            |     | •  |    | •     |    |
| •        | 0 0 0 | •   | •           | •          | •   | •  | •  | •     |    |
| :        | •     |     | •           |            | •   | •  | •  | •     |    |
| 三三之      | 二九九   | 五五五 | 五           | =          | 五五五 | 0元 | 中中 |       |    |

卷

之

經

解

成

書

六

首

經

考

孝

經

考·大

學

考·四

書

考·讀

四 書 法 大 學 序 說

藤樹先生全集

總目次

卷

之

九

彩

角星

成

書

Ŧī,

古

本

大

學

全

角星

份

古

本 大

學

旁 訓

五七七

五.

### 卷之十一圖 說 四書 合一圆 說大學朱子序 說(附)大學序宗 旨 周 石i. 性 說明

圖說·持敬圖說(天命性道合一圖記)附易

## 第二冊 自卷之十二 至卷之二十一

他

| (佐文經解成書二、中庸解論語解::::::::::::::::::::::::::::::::::: | 卷之二十一                    | 卷之二十         | 卷之十九 | 卷之十八 | 卷之十七             | 卷之十六         | 卷之十五  | 卷之十四     | 卷之十三 | 卷之十二     |  |
|----------------------------------------------------|--------------------------|--------------|------|------|------------------|--------------|-------|----------|------|----------|--|
| 書二、中庸解:論語解                                         | 文集                       | 文集           | 文集   | 文集   | 文集               | 文經解          | 文經解   | 文經解      | 交經解  | 文 經 解    |  |
| 學考・大學 蒙 註・大學解                                      | 著                        | 書三           | 書二   | 書一   | 歌一〇              | 書五、          | 書四    | 書三、      | 書二   | 書一、      |  |
| 五七五三元四元九五二                                         | 附)志村全書の檢討及び其の取捨、集義和書の吟味】 | 和遺)…(再刊補遺五項) | ()   | 綱)   | 編)倭歌二(續編)倭歌三(補遺) | 名書き孝經(明知止歇小解 | 經講釋聞書 | <b>庸</b> | 盾解論語 | 學考大學蒙註大學 |  |
|                                                    | -6                       | プレ           | Ji.  | -6   |                  |              | ノし    |          | .=.  |          |  |

# 第三冊 自卷之二十二 至卷之三十四

公子 問答 内容 細 目

卷之二十二 倭文心學成書一、

新問答(上卷之本).....

| 近徑 醫 筌(卷之三本末)                                 | 卷之三十八 醫學成書一、捷  | 绘  |
|-----------------------------------------------|----------------|----|
| 徑醫 签(卷之二本末)一四一                                | 卷之三十七 醫學成書一、捷  | 米  |
| 近徑醫 筌(巻之一)                                    | 卷之三十六 醫學成書一、捷  | 举  |
| 徑醫 筌(卷之首)(附)小醫南針中卷之內病機                        | 卷之三十五 醫學成書一、捷  | 쏧  |
| 自卷之三十五 至卷之四十一                                 | 第四冊 自卷之        |    |
| 文武問答                                          | 卷之三十四 倭文心學成書四  | 类  |
| 一、藤樹先生精言                                      | 卷之三十三 倭文心學成書三、 | 尖  |
| 一、鑑賞(卷之六 淑睦報、廉貪報)四五一                          | 卷之三十二 倭文心學成書二  | 茶  |
| 一、鑑草(卷之五 慈殘報、仁虐報)四九                           | 卷之三十一 倭文心學成書二  | 举  |
| 一、鑑草(卷之四 教子報)20五                              | 卷之三十 倭文心學成書二、  | 举  |
| 一、鑑草(卷之三 不嫉妬毒報)                               | 卷之二十九 倭文心學成書二、 | 尜  |
| 一、鑑草(卷之二 守節背夫報)三五三                            | 卷之二十八 倭文心學成書二、 | 券  |
| 一、鑑草(卷之一 孝逆之報)                                | 卷之二十七 倭文心學成書二、 | 米  |
| 、 翁 問 答(改正篇) (附) 傳說霸問答原稿断片                    | 卷之二十六 倭文心學成書一  | 卷  |
| %問答(下卷之末)···································· | 卷之二十五 倭文心學成書一  | 米  |
| %問答(下卷之本)···································· | 卷之二十四 倭文心學成書一  | 海  |
| ·                                             | 卷之二十三 倭文心學成書一  | 34 |

| 跋                                                |       |
|--------------------------------------------------|-------|
| 總目次總索引補遺並補正…,再刊追歐                                | 卷之五十  |
| 歷大                                               | 卷之四十九 |
| 俳句:琵琶歌·雜                                         |       |
| 景嘉詩文集序跋書題記碑文祝文祝詞書翰語錄詩費頭詞和歌今樣歌                    | 卷之四十八 |
| 常省先生文集常省先生文集續編門弟子詩文集                             | 卷之四十七 |
| 會津藤樹學道統語·會津外藤樹學道統語                               | 卷之四十六 |
| 湖學雜纂·湖學紀聞                                        | 卷之四十五 |
| 門弟子並研究者傳                                         | 卷之四十四 |
| 藤樹先生補傳                                           | 卷之四十三 |
| 先生別傳                                             | -     |
| 藤樹先生年譜·藤樹先生行狀·藤樹先生事狀·藤夫子行狀聞傳·藤樹藤樹先生年譜其の他の內容細目一覽表 | 卷之四十二 |
| 五别冊自卷之四十二至卷之五上                                   | 第     |
| 醫學成書二、神方奇術                                       | 卷之四十一 |
| 醫學成書一、捷徑醫等(卷之五)                                  | 卷之四十  |
| 醫學成書一、捷徑醫等(卷之四本末)                                | 卷之三十九 |
|                                                  |       |

The Life and Teaching of Nakae Toju, the Sage of Oni, By Galen M. Fisher.

引

例

總以第一册卷頭 編纂總則」、補・逸・追は第五八別 册卷末補遺並補正义は逸事・追録を意味す。 同音にありては字畫順及び册次により、又清音を先にす。

凡 第三册卷頭「翁問答內容細目」岩波文庫「鑑草內容細目」併看。 第四册卷頭。方日錄」(一一二四頁)併看。

ある(詩)於穆不」巳(中庸) 啊! 阿鼻地獄 土岐王仁の昔 於手不 願文王之德之純(中 Ш 二〇九、二山西 Milo III BIO VEO 爱 命津藤學之祖 會津中將容頌

Par 顾

死事哀戚(孝經)

服」美不」安開」樂不」樂食」旨不」 此哀戚之情也(孝經 二九七、三八三

會津學統傳來の真蹟 會津學派に關する著書 會非學道統語 哀公門」政 喜怒哀樂未致の時 -5-你 ()中府 V 四三一三 11至六 川一乳 V二八五 V三九七 II M E 此調

何

之以所 哀於一而辟馬(大學) I 五、五六七

55

(生事變敬

事以父以事」对而敬同(孝經) 資ニ於事以以事」母而愛同資ニ於 不上謂矣中心藏」之何日忘」之〈孝

唯仁人為 能愛人能惡力人 I二充、三三

総

ij

會津三子 會津左中將正之源君 五十嵐養安遠藤謙安東條方秀 V三次、四〇〇 V四六六

V MOX

言」愛則敬在二其中一矣言」敬則愛 為人裏故以人愛為一事」母之孝一也 在二其中一矣事」母之孝愛為」表敬 (大河原養伯を併せ看よ) VEOC

詩云(小雅隰桑) 聖人因」嚴以教」敬因」親以教」愛 敬為三事」君之忠一 事」君之忠敬為」表愛為」裏故以 I二九四、三七六、四一七 心 二乎愛一矣遐 I二六九、三三 I二人O、画家

疏

(大學) 之悖德一不」敬二其親 故不」愛二其親一而愛 愛之極為人敬敬之至為人齊 者謂三之悖禮(孝經) [二二、高七 二他人一者謂 一而敬三他人 I 玉二、玉七回

德愛欲愛之辨 有三大小精粗之異一而已 嚴也親也敬也愛也非」有」二但 而萬善從」之 敬本二子愛一愛之極為」敬 無」文之意 愛之極為 敬恂 々 如也便是至敬 I二次、三次 一敬立 I I二大

愛敬盡一於事中親而德教加一於百 聲視二於無心形之愛敬上 賦二全孝心法一以望下其聽二於無戶 愛敬(孝經) 所」謂博愛也 愛者順德之愛發而中,節之 和經 生二子心一恭為二敬貌一工元一、元 云愛出::于內 慈為: 愛體 敬 I二次六三三五 I二八〇、三四七 三、五、三

> 4: 姓 事愛敬(死事哀戚)(孝經) |刑二子四海|(孝經)||二次、三五

愛 愛敬本村二為表裏一無」敬之愛非二 便々言唯謹爾 愛敬之至德渾 天下之故 明德之愛敬寂然 知」愛知」敬是良知(東正堂) 孝經所以謂膝下愛嚴 天性之愛一無」愛之敬非二天性之 敬順時百 事 然而在故擬 公 不動感而 三兵狀 溪通二 I二二 I二九

愛敬(孝經及孟、盡心上) なり り大なるはなし を愛するの道明徳を明にするよ 愛の厚き身より大なるはなし身 夫本體は無」不」愛無」不」敬もの 正合 TI CO

の心は其の 感通より 愛敬 三八七、四八五

體

1 3 1 3 とれづく

11た三、101、1七

契

當時大溝に饗庭傳兵

衙と

かくす 争心ある時は愛敬 至萬愛敬の心に復 大根本) 愛敬の至徳已むべからず 心に根たり 意欲淨し盡き た克夫ら 愛敬の心を存 愛敬中和の獨 愛敬中和 愛敬忠信 愛敬の良知 愛敬の 藤樹先生之風中ン 做一个 敬の二字 三愛敬一而人難」如」為 敬惺々の心 和の外に 敬中和の本心 至行小處純一 の不徳を施す Ш 公四一七一、10二、三四五、六二五、六二六 他は 經及孟子) 愛 天下國 近し 敬なく愛敬の外に 1 3 て物 70 の至徳を厳ひ 00 3 1,15 なを \* 心體愛敬 0) H 我の意念 (1) 1: 三九三、四八八 二變做 治むる 船純 本とす 工一美 II **亚**四公 丁以完 III I II 五 工一地 T II四个 VEN 二二二 Z. الداد RH 100 EE. \$1 3: 仰 [9] 商立身 赤羽長 (宜濟)青桂英正 村井弦齊著「近江聖人」に顯はれ 赤城設意 若松の人) 誠則明矣明 郷の襲薬 德首尾吟) 或傳為一赤穗義 赤穗義士木 明 l'i 明則動(中 たる解育薬の体説 田忠左衞門 赤赤 送一赤羽子二名道征》祭未存作 酸造家ありたり 大御世 御神刀大八洲國知食須皇御孫 山明誠間之教 初氏名道 仰走者躓 則 村

AUG

相親也(字經) 將三順其美三国 開三示其本然有」善而無力思 三直出一以」思為一旁出 救 其思 故上下能 1二次、江北 V四九五 : - | 15

驱

あげあげまき 14

變敬是人心自然感通

日のこ」れざし

他

Ŀ

示於惡之根庭

安原淺石衛門 「安原仲武を併せるよう

(先師解:大學所」厚者薄句二)

II CO

之有一也

大學 者海向

其所」游者厚来

庙) 川一金 V一、玉、二六 一九九、二00 川一元記 五六 見」野而不」能」 惡人正機 善は心の體もと無」思 命人學 意は萬欲百悪の淵源 有」善有」惡 むくを思め本色とす 良知を善の本體として良知 有」善而無」惡 學學而 なり 不し能し先 第二 第二 「阿公里 1.

た 知と云ふは本體の(良)知、 隱態而 思思臭 知つて悪を去り善生なす 所三由 亦八大學 揚遊中 加加 別 少好三好色 MS 「大心し 活思 此少

上四〇、北北

I

V

人の本心は善にして悪なし 和をはなれ背くを悪とす に難る」を悪とす 愛敬中和の本心を善とす 一念良知 悪をにくんで人をにくまざるが 1 致 3 を善 1101、101、12 2 L 愛敬山 一念道 川四八大 TI MOX

岡右

衙門貞行並吉

VEE、VE

で悪っ

V HOO I

上作 者

誤矣(明

V二元玉

VEO

V三六

II 100 EN エた、一 II 11 II

ide

炎(中

III

-

1 | 1

145

朝 朝山意林卷 朝緩すべ 7. 大食は命の取越 答。後野子一 日朝 樹文集 聞」道夕死可矣。論、里仁) からず長座すべからず 題 注與二後野子 I 三六 丁支 一一一一一一一一一一 V V EQ 丁豐六

L 592 (近江國)足立平左衞門氏眞蹟明 湖西是立某(漁里 徳問說不藏す 考請東字は吉次 假名は与右衞門 先生諱は原字は惟命姓は中江氏 續翁問答七卷 I

11. 112 酒 脉 學 中庸 厚英」重」焉(孝經) 父母生」之續莫」大」焉君親臨」之 心誠求」之雖」不」中不」遠矣(大 遊原に芝贈の 足利治亂記有二熊谷高實者一湖人 を著はす) 人英一不二飲食一也鮮 也——一時稱為三近江聖人: V 三二 眞 二能知味 エーベー、三四七 I玉二七、玉六八 II = 也

伊 el

伊尹

I八、Ⅲ一〇七、一八九、V 花

以呂波歌

(謝師直(程)伊川に言ふ) エ三岩

| 利語)  「二十二、二二      | 等 故當!:不義:則于不」可!!以弗p爭!!  | まや以不」能」保一我子孫黎民一亦日殆                      |
|-------------------|-------------------------|-----------------------------------------|
| 暗處に魔を來すく性理會通、禮元   | 正の病                     | 餘 有。餘不三敢盡二中庸。 耳二天                       |
| 1三、皿三             | 正する意念                   | 市市在芳洲                                   |
| 暗 (唐氏)禮元剰語に暗處來」魔  | I = Z                   | 1 記九七、四六七、四六七、四六八                       |
| Ⅲ三七九—八0           | 正無公正無心忘無」助長八孟、公孫丑       | おき対行「脂酸二後職郷飲酒」                          |
| 安東の天桂の妻金氏の貞節      | エ一夫                     | いいた。                                    |
| 由(孟、離婁上)          | 豫 凡事豫則立不、豫則廢(中庸)        | の岩戸に引こもり玉                               |
| 曠二安宅一而弗」居舍二正路一而不」 | 新井庄左衞門·V補               | 大唐一名所,不以愧也 VI三                          |
| 安宅由二程戶1 110四      | 1 五二〇、五六二               | 天照皇太神支します事吾華原の                          |
| I                 | 新 康誥日(周書)作二新民(大學)       | 天寒津日嗣乃大御光                               |
| 安宅(孟、公孫丑上及離婁上)    | 荒木氏                     | 兄は七つ(長男を看よ) 工器の                         |
| I 二九六、三七九         | 荒井眞庵(會府之人) V四00         | 115一、五七                                 |
| ト·山其宅兆·而安·計之·〈孝經〉 | 荒井七郎兵衛<br>で補            | 詩云(小雅慈蕭)宜」見宜」弟(大                        |
| 安身立命の地 エ三〇六、四七    | 荒士良<br>V四0              | I 二九O、三大八                               |
| 止者吾人安心立命之靈樞也工云    | 荒 荒井真庵                  | 事,兄弟故順可,移三於長(孝經)                        |
| 安身立命              | 過則勿」憚」改(論、學而) 五合        | I二八九、三六四                                |
| 春著下安昌秋二玄同一論上 V三   | 工公                      | 也必有」先也言」有」兄也(孝經)                        |
| 安昌弑二玄同一論 110九二七   | 過を改め善に遷る(易、盆大象)         | 故雖三天子一必有」尊也言」有」父                        |
| (安田)安昌 1114       | り                       | I二八六、三五九                                |
| 安部飛彈 V101         | 過を改るを憚るは學者の通病な          | 忧敬[共君]则臣忧(孝經)                           |
| 安安土吉左衞門VT宝        | 過                       | 故敬:其父 則子悅敬: 其兄 則弟                       |
| 也)                | 遠過也(大學) 「西三、玉四          | 兄兄(キョウダイを看よ)                            |
| 所」不」在無」所」在(無一方所」者 | 見二不善一而不」能」退退而不」能」       | 穴澤準説(會津北鄉之人)VOC                         |
| 在(邵伯溫日若二聖人之心」則)無」 | 補」過(孝經) 工二之、三宝          | 欠 次澤元章〈會津北郷之人〉 V四九                      |
| 不」見而章(中庸) 五一七     | <b>君子之事」上也進思」盡」忠退思」</b> | <b>小</b>                                |
| 著則明(中庸) 工二六       | 1 三四、九四                 | り行よう                                    |
| まる形則著(中庸) エー穴     | 過遷、善以過一易、盆大象)           | 雙、途之俗學 シリザニョルを併                         |
| (学経) エニュニュニュニ     | あやかし 田四三、五七             | 不多                                      |
| 於父 臣不」可以弗山爭川於君    | 裁(大學) 「黑門、五四            | · 连 · · · · · · · · · · · · · · · · · · |

Ξ

伊豫二名集

景浦直孝氏著伊豫史精義

VI公

伊庭三郎兵衛

角來謁

Vind

享保戊申三月伊藤蘭嵎同奥田三

伊藤平藏長準

<u>v</u>=0

伊藤東涯詩

で一造、三十

伊藤東涯書竹簡(聯)V三一、三〇

索 引

ア、イ(井)

伊藤元藏長胤 伊東祐之 伊關半右衞門

(伊藤東涯を併せ看よ)

V

伊藤東涯

伊關新九郎

伊關儀左衞門

V一尖

V一宝

伊勢大神宮に詣

づ

伊子靜

OPEA

伊上佐市筆

江州有三伊織食邑二

(分部)伊賀守嘉治公

V 当 下三九九 川一ラ

V地區

伊勢物語 伊藤東涯 伊東俊廸

工量型

### 初先中全集 卷之元 -1-イベキ

井田村 井田村 井田村 井上 井 井上: 上金 國貞浪華刀匠 國直井上安貞を併せ 海 直自北之人 w. 也 细 らず 石は V NO V四个 VEON Ш V -1-心 段

蘇夫子屬 子征蹟授受證書 碑介本

V

福器制度

inj

知

也

前

之人 井上真改 井上作左 (井上安貞を併看) 井上忠左(右?)衞門(會北之人) 衙門(諱友信會津北鄉 下四八、四八 P BC 威

井上和右衛門

爽逸 衣装号 素 夷秋一行三乎夷秋一(中庸 井口七右衞門(江戸の人) V門屋 井口久右衛門 倚

易商は道の本然樂は心の 先生之學以一易简 困勉百倍は氣智を除去の質 繁解上 為少學 山三八川三 實理に I I VE 巽

易

功なり

1.易理1一毫有」差則異端

也

題之根板發一生於意地上一丁个七

1,10 ば不」與 之。其所 居相瀬三郎 居處の不掃除なるも旅屋 易前明 是敬而 你 焉(大學) 一玉九、三一六 と思 川谷二

以一章衣 云上以上章衣三木版二云 木 版 後 々上者依:淡 聘聽記疏 | 五二五、五六七 三九七、四三二

待章 柳 絕 而 nf レ開 一悟其數一 124

赫分喧 Mi 温 和細 **高**屬威而 = 分者威 不少猛恭而 儀也(大學 安(論、 Ш 画三 五五 述

故君子

·K.

越」其意(大學)

異學者 異端 與二倚松ル 異端曲學權 庭 中一規矩一(藤樹先生之風丰) V 端 共城儀之間 禮俄三百成 於為傷 0) 视 升降進退自 俄 たる 诚 江村事務 三千 循 藤 败 树 中庸)田言 悉 先 卡 11: (茶事催 五一八、五六 M VIE 五四七 不

> 帷裳ぎ 帷幄 異端 異端 異端外道皆在二百範圍 異端處無寂滅之教云々 Ш 110

111 淵岡山第三子姓 繼稱三文三郎 惟命先生再誕之思ひ 太神 流性 統 VE 产权 V 福

知

者 中

世

心心

世

山周母山我

15 間 及問 意 の壁 一日與 園垣料田す各連名二百四 棋 公見玉 某等一會二於城 1三三、三大 人在所 中淡 V マ七九

I

金道 學 欲城 へ意を以 於意上一開三示於惡之根 萬欲生二於意 王陽明の 所」調誠三其 以 jį: 7 て悪の淵源 説と稍異なり 意一者先致二其如一(大 萬欲 意|毋||自欺|也(大 ri 悪の となす I五二、五天 I五〇、五五元 淵源とな 底 點は I I

玉大、二大〇、二大四、四七三、四八一一八二 三一量、101、111、11四、

VICE Y. 三

DE

[五一六、五六]

誠意之意與 議與」意相對 一一絕 174 Q:

罕) (絶四を併せ看よ) 者為意即人心之謂 母」意母」必母」問母」我 喜怒哀樂發 於形 4.5 也 mj の論が 15 計較 一人しし Ⅰ五)九

無意無過 40 有 龙之 T 和 無偏之至德 Iた、一大 I

意者心之思量運用不定往來念也 感之本根在 意誠而后心正(大學) 1至(、蓋蓋 性之實 你 11 I

意我 也 也 心廣意見潛處原 意者凡心之實體 意者人心之謂 之素定一切將迎及 意者心之所 知者天性之靈覺意者心之所」倚 意者心之所 一倚好 惡之執 世 然大公處 一吃適莫皆是 沿是非 I大七七 I NOA

盖四者乃心之用但從二虚中一發出 他川竹中正也 一便是有上所 心體上總者三一

P4

[11]

在之病-M 天君自」兹立意念不」為」崇工一公 接物應事之間 以。良知一照一祭其意念之攙雜於 念信行不必及 好惡或起三於意念上一或發 三意念之執滯 所以不能 面正真不」中」節 良知 人。他者以 一两為一有一所不 三於真 I di 北三五

TO: M. 75 部間」無意念之妄動 氣象與三意味 人不」能 不一能一無一過 因二意必之凝滯一使 世界不荣樂上也有一意必一而始變 を得て言を忘る(明、外物) 心因我心論、 海英 少無一意必之私」而於少事 · - 毫撒千里 子罕) 二情之所以之 I MOE, MIO 觊 I CO 1年0岁 I I六

沙川村 加加 (セイイを併せ看よ) 五三 松 5,31 小礼 去つて良 にし獨を慎む 13 如 の記

> 時も正く候へは天理にて候 大學の意と論語の意と二義なし 辨惑の 意なき心より感通して人も正く 心の邪正意知 るはなし 功意を誠にするより先な の繭路にあり丁三 丁三七三、五二六

に聞るを意を誠にすと申候

て有い適有い莫これを意と名づく

力行は意念の障碍を心力を出し

y

工二

工三六

明徳をくらます病根は意なり 11. 吾。至 I

书

一致 其良知

一此謂三格物一

惑の根意の一病にきはまれ 萬欲皆生」意勿"敢信二意念一 萬欲意に生ず 萬病を意の一字に歸す 丁五九九 正量 丁畫 ŋ

有」善有」惡意之動(四言教 工花、光

II

有」惡無」善意之動(鳥景文石)

凡心の起發有」善有 0 裏面に意の伏藏ある故也 ン悪は本と心 五花、100

意は心の所」倚也天下の事に於 意は萬欲百惡の淵源 意は事跡境界に就て好悪の念を すかぶ 一四、九、100 工 II

> 得るに非ず の心體に復る 物我の意念を掃除して人我一體 聖人の道別に意識を増して道を 意見の限量 意者萬欲百惡の淵源 意者心之所以倚也 Ⅱ二四、三一、四〇三、四大〇、四八六 なり 丁三、三 工一六 五五八

意念擾亂に因て本體の止かくる 全體の精神内に守り候はでは云 由」人願」外意念を全く放下して 良知に致る 便利をらかどふ意念を放下して 川三なり

知に致ると云 良知を主として意念の己に克を 用意と意念と辨あり 物格知至ときは意念祟をなさず 有」所(大學)は卽意念なり Ⅱ悪 川谷 川三

を克去 意念の障蔽 四の者の所あるは卽意念の執滯 良知を見得して其意念 の障碍 工一高

II 意念の 意念の惑 有二利害」有二憂樂」者意念分別 意念の適莫可 不可 あ

II =

にあり 意念の所以倚 誠を求むるの要意念の惑を去る 適莫の意必所」謂由」人の意なり 意なく必なき心なりけり 意念は時々往來の客慮 意念は自己を敷くものなり工四 意念者心の倚處なり 靜は意念の妄動なきを云 (意念の惑によつて道と離る) 工品、一些 正豐宝 五六00 正記 11五六

意必の祟り 意必 順は 聖人は渾然として意必の障礙な 意必の根 をそこなふ) (意必の凝滯に依て道を離れ性 一の凝滯 の心順應して無言意必」 TIMIE、 五〇六 川香、、 四一公 丁毛 工二

五

意必の病根

1

[4]

我は凡

1111 17

阿阿

印の義 那 M は皆空の義なり 莫無」可無 刚 必問我(論、 道性心心性 世心世 14 也 所 し母」意母」 不可しと **光克治** 山山 子罕) 四 111: 北 上を 必 我無適 10 11): 無適無 TT 3 107 [4] は特 丁汽 II 災 111:

113

して純一

至

屋日

1:

消

1

良

知

0)

大陽

躍然と發

出

L

て感

意念と良

知の

阿缆

1、

家

君子之

教以

兴:

也

11:

三家至而日

見少之也

半

\*\*

I二人や、三大

放君子不」出」家面

1di

三数於國一

I玉二六、玉六八

TT

11

FIT

11

則意念也

い元大

醫万大山

DIF!

TI

冰

三年

版

删

恐懼

好

學記

The state of

1

消

す

丁二

意必 14 我 丁戈 丁九、二龙、四 H 意欲 意欲

-40

以て事

本

なす

日宇

11

道に非

II

110、馬門

仁は無 所 意必問我なければ即君子 窓必問我あれば即小人 の本體無意必 意必問我一萬物 [4] 我 也 體的 也川光 11 工元 至 再變 (人)意欲を以て道と遠 意

欲滑く虚

寺

-

1 3

麻

0)

1:

和和和

II

ŋ

來る

II

五

敬

() 心に復

3

برد ١١

0)

魔障重

3

時

は

良

知

他の主翁

0)

抗を

土

て天

H

復る 2. 適英は即 心因 我の私欲を除却して禮 意心 也因我也 川六 五公 正当 意欲 1/2 改は意欲氣欲 權 と失ふ へるを云

未發の時に於ては 意必問我之病痛 心體純粹なるを云 優滞するを凡 本體上に意必固我 て萬欲發らず は後來意必 心とす 意必 H 0) 我 私 [4] 欲 0) 心を提雜 我伏藏 智なく 工一会 II II 三 迎及び 好愿 意必因 意念 意 は心の所 動也 1/3 執潛是非 找

生而知

意知之兩路同出緣以三千 知 0) 兩路

必因我

の感

必固我は心の癰疽なり 問我の感を辨ふ

VEX VEX

先生著作の

ではいい

· I

邻

ניין

册

15

仲

-5-

(字子路)

負」重道遠不」

而体家貧

秘老不 H

擇心酸而

の方目録

機術と型質英雄との

比喻

家どとに等子

四十八八四八八十二四

說死姓小

里

訓意 たい 11. 13 心 知 (') 問我 體 (1) 10 に復 大陽 11 华 3 11 E. i, 15 11 II: 道 10 少.11 0) 0) 傳 Hy 文念慎 路 73.

造 活 意必 意必 猪熊夏樹 遭数別本(藤樹書院藏 藤樹先生 藤樹先生全書) 遺数本(愛媛縣 J.E. 125 (洲中學經歲本) 問我 )資稿 一造、一些、 一人人、一九一、三四人 III'ALIII 水 11三四三、三五七 VEO V V玉六

剪伐不 遗容嚴 遺版 遺廟蕭係 遺德千春配 優縣柳荒盆古 In 雅 福山古 沙区 滥 外 三題辰 愛 如 像 在 い四大、五二二 V V. V V HOR V E V E-L

恐 En

(昔者似 西 局鵲爐人也而 楊子法言 氏 治 7k 土 醫多」虚之類 IN 双 步多

動

In Itali

の適英皆意たり

VE

00

素定

切,將

子學)

Ш

ti

川県

II =

」倚也(先生の解) 而后有三不善

丁三五三、四八四 其家不」可 失三其家二孝經 於一隻子一手(孝經 治」家者不叫敢失二於臣妄一而況 大夫有三爭臣 (大學) レ教而能 三人一雖二無道:不

「二二、三十二

(大學) 欲」齊二其家一者先修二其身一(大 致人名無之 I UM, I五二六、五六八

之具其 上謂齊 所二親愛 其 家 一辟焉(大學) 在 修 |其身|者人 I 五した、五五四

居」家理故治可」移二於官二孝經 32. 齊向 后國治(大學)工五一、五五 1二九〇、三六八 I 玉二玉、玉六七

1

570

7

Ш

醫學法即 DO 婚 惟 和 部 Rois

家

知る事

实加

干

V IMI Vニれ大

醫書大成

おしいか (預子)不」還」怒不」貳 五十周五座先生語 五十嵐外安 共家の治るや法ありて軍 群樹先生の家庭) 行此乃是初 御外出の家庭 孔瓦 文集 (論、雅 川へこ 三三 114 V 100 VE 生

夫然故生則親安」之祭則鬼享」之

池川与兵 池田光政公 池田丹波守

輝欽

田来

池川與兵

田子

マニーニ Vioc、int

山た、二七七

〈石河定源を併せ看よ〉

石河文助(諱咸倫京師の

其治上等也正所有人社

V MOH V四次 V上宝 ER 石 嚴々赫々師尹民具爾瞻(大學) 詩云(小雅節南山)節彼南山維石 諫 (茅經) 死生之義備矣孝子之事」 親終矣 生事愛敬死事哀戚生民之本盡矣 I二九七、三八三 1二七六、三三七

五十風思有獨門

十風常成

·風小左衙門

(旅常成會津北鄉之人)

五十風仁石衛門

會津北鄉之人

之門人に 石川與左衙門(會津北鄉之人) 石川や瀬見の小川 石川道安 石川常安近江浪人に (石川)吉左衞門 石 石川氏初學手段 川惟元 · 有之云 而 1 3 V九大、四六五 江藤 ア三の金 マ四公 五三五 丁三莹

117

20 池田子

地川一

TI N

五十嵐養庵先生

1168

類

文集

VE

/i.

- 風養

沙

會沙

[ii]

志に與ふる

V 画00、西公太

五十風養安(諱直元會津北鄉之

石河文左河文左源 行河氏 石黑後藤兵衛 河文左衙門 山藩臣)石黑後藤兵 V 10四、图41 正蓋 マ悪 VEOP マー霊

磯

石崎酉之允(東國 石河孫左衞門屋敷 伊豫國大洲の人) V = V

リ二型、ソ退

マニニ

マス、公

泉八右衞門仲愛へ息災に學問 泉仲愛(岩田氏 11三四人、四四四、五至五 I

泉

泉仲愛書翰一通 泉仲愛(八右衛門 (泉仲愛に關する逸事三條 リニ宝六、三宝六 丁至 V三宝

四公

出雲出雲守泰賢 和泉和泉守國貞 出雲守泰觚公 眞改も製名 和泉光命花押 泉八右衞門 泉仲愛世稱 泉仲愛を併せ看よ) (井上眞改の父の名 德行君子 マ三光 Y V一会 VEON V

板倉重 磯野義隆 磯部源左衛門(會津北鄉 矩 0) 谷川 玄ト 10 おくれる 人 V 三 V

板

マー芸 至 (大學) 板倉重宗 板倉內膳正(重矩) 板倉周防守重宗 小人間居為一不善一無」所」不」至 至(大)哉乾元萬物資始(易、乾 板倉主水佐重 を併せ看よ) (板倉主水正 I五四 至九 V 100、四九 マー乳 I一壳

至る時は身修つて道我に得) 致也(大學問 至るを知るは (乾文言) (易に)至るを 至者極二其至一而無」加之意也 五事の非禮を格して放心道に 知つ 知 なり之に至るは て之に至る 記記 II Q

及三其 至 也 察三乎天地一(中庸) I

工艺

致推而極」之也 致極二其至一之謂 レ知焉(中庸 及二其至 宗廟致」敬不」忘」親也(孝經) 也也 雖 聖 也 人 一亦 I二公三、三五四 有」所」不 五三元

京都市下御靈神社

々司出雲路與

致

Vito

致二其哀 | 祭則致二其嚴一(孝經 則致二其樂一病則致二其愛一喪則 孝子之事」親也居則致二其敬一養 1二人九、三六四

3

船

갂

與迦川

5.

(島原溢軌、玄茶、

11年20、西京京、東川

鑑草、嶋川丈、書院)

穩守、陽明全集、大學抄、翁問答、

池田子: 與兵(兄、弟、先室、

兵部、森長右、华人)

江西

:

答二尼 與二尼 签二尼子 答二尺子三 井貞溫 (いち)花(いほり 以貨」之〈論、 を以て 精 #). 以 1.1 通勝 巡 無禁の本體を云 · 一純一無量 此七 形 (小太) 節 115 1: 粉 11. 里 大個 旅 丙戌 し丁发 深、岡村、源 他に求めざ 丙戌秋(道 见 高 川西 丁三四六、五一九 在(其思、 五公、公 illj 美山公 17 11 VEZ 五三九 11 他 とぶ 或是二

一氣同

世元

がた

1:

した日三良知

Ш

一つべ、三二元、二七四

后图一發之二論、

沁

Mij

1

問以待

Įį;

12

竹件

Ilij

Ш V

KH =

滅道 此 言先覺 子 切衆生悉有 切之將迎 出家すれば九族 傷の - 2 0) 得失に 似 34 145 一佛 :1 1: 性 不 一件:

レ及

V天

V II MA 人定山

つた

五二ん、五八九

五三、江三

た

初

111

-}

驱 論二心之妙一或明 辨一致知之疑一或講 生之大幸言語道 脚 不 此 10 则 一萬物之理 克己之功 時之計子 V三之

(先生)一世の學

と人と一貫

可合

一小の主学

1-

かっ

-

+

他の

心般露せずと六

ふことな

變民章(論、 市村水香

5

貫之學術

及衙

猴

公公

I

Ⅰ五二八、五六八

字之亦 上天 す MUCE I公园

一國興」七(大學)

市刑 敬二一人一而千萬 民類之〇孝經 流流、預淵 人食戾一國 H 云(書、 53 E 作」亂(大學 刑 A 江 忧 下 人有一慶兆 学經) I二名、三人 Ⅰ五二八、五六九 F. 一一 11.

立志

用 は

I

0.)

標

的 ŋ

75

正公

貫 買の

初

単よ 理

成

德

15

至

る

吏

丁貫 也

13

0)

は

160

0)

本

體

2

八二

仁と云は 仁は無意心 髮も私意非 12 體の 総之學 條 問心心(萬 乘 后府 愛しみ 心。也是 脉 我 [24] 40 我 體 ---旗 語の 的 0) 49 I二八七、三五九 12. 12. ---三つれ、三九 にメモ を併 二一次 V = 工一六 MO II 的 75 0

看よ) 我の 父母に於て一 世の 意念を克治 ici 明 な 體の 5 + ナ 12 山た一、一高、一個 を 明 Ki. 中二世 节为

(福田) を行ふ)

尼

小地震

V二六三、三九九

國與上讓八大學

なし を云 仁は渾然一體の心を云 子たる者父母 江 體 0 10 日子 (') 心順 とし () で明 感感して [11] ならざる事 無三意心 時とメ 工品 正会 工一公

7/1

の心體 當 物我、底念な 4 は 雍 一體の 一體の 分为 。", 一也上 念の微 念日反 物之 念獨 筑企 也 つ 7 12 1 0.) 0) 0) 物の遺受も甚だ謹 知 本 3 心仁 10 心 體 8.0 の異名十 純 飲 3 انا 1.1 化 0 1 % 11: 陌 發見より孝と 庭 fil 1. 松二云 一人我一體 1: めり 々(論、 1 II EO

文不 通

冰三 提及天 Ш 一六つ、一一一一、二八六、二八八 々(解詩外傳等 III 三五、一九六 一九七

一了百當 Thi ili 一遊助 川小左衙門(諱 兵 災之 15 も云 備 I E、II 美 A VEO 前 の人 11

V X L.

572

11 7 しいまり 77 4 100 (拙子)妹素萬 君子無一人而不二自得:焉(中庸) 大化し一後の 其心体々馬其如」有」容(大學引) 今向士民數禮改 人之產聖而遠」之傳」不」通定不以 今岡近任 今件久兵衛 命の分数 命は生前に定る 门上古竹行之死、 逸显及歌 福 (你人大學引) 川例 il. が温し 份 江 民無」信不」立 18 丁五四二、北七日 V四大、五二 I 五四〇、五七四 川がれて、四九 には、いれし 10, III 兀三 III三台 II n io V公公 II which III VY 门五八 11 III V

マー当、三五 III II E 因 12 院 77 即 尹 . 香物 尹彥明 詩云(大雅文王)殷之未」喪」師克 叫 院畔古藤花盡時泛」湖來 因果應報 印證 旦有三解」印之懷 (大學) を用ふ 舉二經語|而以二所」謂二字|發」端 印本(大學解並大學考 との異同 鄉黨翼傳覧保の印本と篠原氏本 (寛保の)印本 五つの所」謂を傳とす 所」謂修」身在」正二其心一者云々 大學の傳文に五つの所」謂の字 五一公二、一〇二、一〇七、 I三八七、四一四、四九九 11一七八二九〇一九 Ⅲ三0六—1四 Vた二、三人 拜音賢 山壳台 I三九

(大學) 從」此以下所」謂傳也故每章之始 所」謂平二天下|在」治二其國一者云 所二語治之國 々(大學 なく大學 必先齊二其家一者云々 I 五二五、五六七 I至三、毛 陰

I五三回、五六次 三、三 I五八〇 I 陰隲と名づく 上帝眞實無妄の慈愛 陰隲とす

正三 陰陽 陰德 陰隲解 太極は造化の根本陰陽は造化の 陰隲(藤樹先生之行狀) 陰隲(書、 洪範) 11八、金、三二一天、空气 11五大大、五大人、五八二、五八四 11三空、四0四 V五九、七五 丁電

四六

一峻命不少易 I至六、至三 V 思 漣 素」隱行」怪後世有」述焉 禪祀 爲」之矣〇中庸 御離し不」被」成様に日用第一義 陰陽超脱のみを底に徹 に候(熊澤子に)

11 至0

陰階 惟天陰陽二下民一(書、洪範) 陰司 11五五九、五六二、五七八 三き、三人

御座候

ところの把柄は方寸隱微の上に 道の體段は大虚に充塞すと顕著

山山五三一人一、四三九

葛氏いはく利」人の事を行ふを すくひ物をあはれむを陰隲とい 求嗣の方陰隲を本とす 人もまた此仁に不」違して人を をもつて萬 川馬金 山西岛 II 天四 江五公 卯 字 右 先生の宇宙觀人生觀宗教觀 卯八月廿五日獻立 字佐美軍書 院扁额一日二德本堂一 右大臣一條藤公 右府藤原忠良公含」刺書

マー大、三回

V心心

三藤樹書 V四八

マ四二

物を造化し人極をさだめ給ふを 心を仁にをくを陰隲の 大本とす II. 弄品 TI ECH 有

盂 70 禹 羽大守當,作::左近 有爲 程) 有漏 盂蘭盆會 字內之聖人 禹之戒曰無下若三丹朱 禹(大禹を看よ) VIBI、一年、四九 Ⅲ三10、V英 一傲上、書、盆 四点回 四三三 V

馬王 巫步多」禹(楊子法言) 川一人た、二人四、二た四 I 三 三 I 新

し中庸を

らゑらゑ(筌)(莊、外物) 植木是水(美作の人なり若州の 植木是水翁行狀略 人となすは誤) 禹鈞(竇禹鈞を看よ) V上岩、西三 V 山三元 川五公

吾弗レ

四三型

植

ij.

热

学

所別

心战

it

1

11三自数一也(大

**旭**二十:

帝一儀」監

三于殷

上川州

11:

"尔

11:

修修

三其身一者云

12

淫祀無 編

I

一型

[五二、五五八

(大學)

11111

岩田氏(泉仲優を看よ)

岩佐太郎右衙門光伯

農井任重

200

岩佐光的

九

木上水

III

H

部

11:

後

FIF

4

動

45

小

動

日1110、1111年、日11 工

M.

知之或學而知之或因而 「三、川一会 I二九五、二七六 1、1四大大 VES 江戶同 江西文内(常省先生) 江戸も彌興起の 心

英雄 惠照院殿(加藤光泰室) 永世錄高(逸話 永榮王之神事 介江戶 英久院殿傑山俊公大居 英久院樣(泰恒 屋敷柳原 下行の 川八十九、二谷 火 +: 脚 V V 1 Vnh

31

永

II WE

灰

影慕手東(成不つま」) 計草一卷 傷の宜公の夫人宜養の殘惡 穀氣者宗三榮衞之氣一人身知覺運 荣松(蘇樹先生母堂) 川之機也 夾雜棍」官隱三孤如二 加藤泰恒 II 二九一十一 V合べ、八五 Z. VEO I

1/9]

祭 弘

(3)

江村專 江西常省先生 膏(倚松 施 VEL. II EST 1 53

易

I

了造、一門、 山大幸に存候 一三元、三八九

而附會

凡道宗皆以易為不而以三神仙一

偶者 之道以 易然 父怒干多出

1:

1

制设

I A

易卦圖

經綸一而尊神之妙川也 造化千變萬化皆易卦

I

日さつや

科明之所三

**啓蒙本岡書篇** 

河圖洛書經緯長裏之說

見易學

字:聖人字」之日 大虚廖原神化之全體

L.

I

也

水無一名

于伏羲二中三于文周 類像一以一易象一為

一而成三孔子一 二體學

則始

九

像全體易象則亦奚疑乎哉

易日

順直

吉養正則吉也 程傳

へ風、

I MA

傳)(引息

英、八三一人人、三八、四七

34

豚

如

うつうつりか

III III

内

きり

って担ず

中

级一也

駳

疑以し疑傳

衙靈公問:陣於孔子:云々八論、 行い電公の后の不鉄 川三九一九九 川四九一二〇

T.

V. III FE

衢

萬夫之望三修解下)

一陰一陽謂二之道一繼」之者

易日介二于石一不」終」日貞吉至二

100

11

衞 震

公公 0

に愛著せず 先生性順彼豪邁 領与权正的 衛宗の二順 道 にして幼より物 三元

美也成,之者性也·繁新上) 上一一一一一

火就」乾(乾文言)

I

易日同摩相應同氣相求水流」温

易日原。始反、終改知二死生之說

(紫師上)

I

1: 易日舟楫之利以游」不」通 文言) 之程(乾文言) (明何 易日黃帝克舜 利来藩之和也貞者事之幹也(乾 易日元者善之長也亭者嘉之會也 易日坤上」利(坤象) 久日利者義 1 拒 一衣裳 I二七、二九 1一七、三九 Mij 天下治 (繋筒 I太河玉

極一是也 中即大乙尊神、 下之動一至」同」意 易《繁醉 傷」財不」害」民(節象傳及象傳) 易所」謂制二數度一議二德行一不以 天下之故一者(同 易所」謂艮背寂然不動感而途通二 所 レ調聖 易所」謂帝與二大 前 有"以見三天 I二堂、画の 1二六七、三一九 I I一公 1

易口大人與一天地一合一其德一(乾

1二七七、三六

易日大人與三日月一合三共明一(乾

三世、西川

易口異以行」權(擊除下)

I四九三

易日精氣為物游魂為之變

一是故

知二鬼神之情状に繋飾上)「照室

現中之神象易有二太極」之象也 大大極岡陽動是也 「三空 別有二大極」是生二兩儀」云々(繋 場方二大極」是生二兩儀」云々(繋 場方二大極」と生二兩儀」云々(繋 につく、繋

易日天地之大德日

I二元七、吾の九、三八四 に上生へ繋除下) 易日天行健君

子以

自强不」息(乾

I

I上当、三人

易日大哉乾元萬物資始(乾象)

止者未發之中易所」謂背是也

易之黄中通理正」位居」體美在ニュー

易の字

丁六五

II ===

工六五

· 敬以直」内義以外」方(坤夳)

總

荣

31

HOM

I六兰

(易)遷」善改い過(益大象)

I 言

易、

易經

四二四、三四、三十二、二十二、一四

易之黃中通

理、

正、位居、體云々

(坤文言及性理會通)

山三心

V 101 - 01

(易)繋解(下)日知」幾其神乎至二吉之先見者也」 I兜三吉之先見者也」 I兜三

易日龍德而隱者也云々(乾文言)

(易)坤六二日直方大云々文言日(易)坤六二日直方大云々文言日直其方也云々 I六二(易)泉上一陽從」坎出 I六二(易)泉於十翼趣」時陳 I公(易)狼初九日不」遠復云々象日不」遠之復以修」身也 I六四行藏犧易六爻時 I入四

易所」謂繼」之者善也(繋節上)

六大極圖陰靜是也

I

右即拘卦童子易所」謂陰儀 爻之易(序卦)傳曰訟必有二衆起, Ⅰ語

額上) 易の末書さして發明も無三御座 易の大傳 易に大極あり是兩儀を生ず(繋 可以踰(謙彖傳) 易日天道下濟 而光明 惧二言語一節二飲食 性祖二述于兹 大易開二示艮背1周之主靜程之定 大易願象日山下有」雷願 也 I III III 至レ不レ 君子以 I四四次 I 五公 II

遠藤松齋

(先生は我が日本を夷または東 榎木の宿 マーデー記 易經 (先生易學啓蒙を得て之を讀む) 遠藤常尹覺書 遠藤謙室 遠藤謙安(諱玄道會津北鄉之人) 夷といはず) 榎木の宿 易長曷(人名) 易養誰有嗚呼無哉之歎 **兗國復聖公〈額子〉** 調者不以絕享祀無以您 **惬**側之容 V四00、四六大 V四七 V五0九 V五八 V壳品 V九二 V

空

エマエマ 戎 えな胞衣 戎 圓明院殿月窓淨心大居士 圓明院樣(泰興) (加藤泰興) (諱常尹會津北鄉之人) (井上)圓了道人 ナチオン ステオリー Ш マニ合、三台 | B | I V 四 〇 川三元 V玉六

寛美在二 易と孝經

مسہ جسم ً

遠 揽 恕 延 (九彩 蒙川日 (学經 延給種 遠滕 1 3 THE 延喜 延 燕毛所二以序口的 言滿一天下」無二口 اللاز 神 · 怨思 · 孝祖 氏 和 0) 府の遊婦 . ) 総 少本三遠 如 錄 p 4 ili 燕鴻之去來有口則亦信 接神契日 人一也(中庸 也(中庸) 孝在一混池之 一行滿 1二元、三二 Ш I 大照四、大泥中 三天下 川元元 川谷 加加 て П HI 工公 小川

### 7

办 與小川 答三小川子(己卯作) 答三小川子八丙子之夏 三小川子疑問(壬申/2夏) 子二、癸四秋作 I 玉玉 I一态 I 六七

答二小川子質問 答二小川 二裏於小川 子疑問!(壬午作) 子疑問 一つ工作 1 (丁业之夏) 一五七、一五八、一大九 I

小川秀宗 (鄉黨氣像)小川氏本 II规

小野左助

V

V四九九

沿紅鄉

頭

V 100 E

1

衙門

野左衛門尉

15

小野久風

(德間主殿並中江久風

I

洪

於古一要在一人二於善一 王子の所」謂君子之數

不三心泥二

小川玄朔 小川覺 小川 小川庄治郎秀宗 小川久左衛門 小川勘石 小川覺並 與三小川一 小川庄治郎 答示川子(仙)(乙酉) (紫水)小川喜代藏 三小川 氏 3 稿 仙 HH 丁支 癸酉秋 Wj 德 マ三品、マ追 マーや、画 N 105/19 0) V y lin 一八、V追 V TI ME. II MO 的 III V六 V通 追

小台彌兵衛 小川本(藤樹先生行狀関傳)V犬 小川寮の建設 「息云 小川寮の建設 マミガ 小川 小倉實起卿 川仙 63 0) pill 1 明 に新 3 V V一六一元 图里、V 追 100~1.图式 V V

丈太夫(小川城太夫) -E 於 尼 孔子日 (少年 尼 (古本大學全解を加ふ) 尼問友花 尾形真氏手 を併 王學の精髓として大學考大學解 王學時代の致良知 中庸解中庸續解等を擧ぐべし (於熊、在於蘭、本多於 15. (長?)尾張 能(中川標左衛門議叔を看よ) 清清 E'I [1] 美 稻 せ看 を呼ぶに於字を 一貫」三篇」王 L 116 1:0 [1] IE 来 仙)五語 川ふる II ME HIS I 丁二六三 I AND

例

邻三期 1,5 朱子學と王學とに對する先生 知 の學の心法を基訓とす 邻 114 19] の修養は 専ら王 I TO -5-

I

OT. (意を以 れて特に尊崇の意を表はす **翁問答に王陽明を賢人の列に** 王陽明の 王陽明の大學古本序及大學問 王子日志立而學半 未上在三於先覺之列己丁三 説と稍異なり) 淵源となす 點は I I 五九 I ナレ

V

V 補

V V Y 元 15. V一交 []. (王)的明全点 たリ 一一七流 1-1. 19] ic. (') 134 是生 問明 ... ii 1. P. 13 I I 丁兴

南遊香品 1 他流 [2] 1111 村门 E 致知の 133 公公 小小 和 社 資揮す 丁にした 丁六

王祥之孝 (王子目) (中庸 礼 原上一部」親 三山風澤欽 常人祭日 以三王季一為一父 大學從三類 三十三歲 一分天理二(傳替錄上) 減三得 起 15 111 至つて王龍溪語録を た 上一認」親王 二 以二 た 分人欲 武 1: 王為子 I MAN 能海流飲 祥從二郭 四五二、五二〇 I 便是 II I TO 五五〇

モデー 求三日 F: 11 州 所 11. 副格物致知即誠意の工 報川」功 傳習錄上) 只求二日減一不 11 川たば、一三国 II H.

之學脉 王伯安 正陽明 1: 71: 王相 形 下新处之說 始讀 王子之書 契 後私 淑王子之學 喜 王佐のオ 王人某家 王覧の妻の淑暗 11: 王介師 王季の后大任 王益の后妻吳氏の慈仁 を指點し云々(陽明を併 王陽明七申先覺山 八八時 人王守仁の學 · 告縣樹先生 者等:信 · 從王子肖像 | 之事 71 以示一廣大之學 砂の残忍 E の胎教 半行 其 111: 其 11四九一 1 川三(屋) 問五一四大 III 朱學心非 王子良知 多征 KA! 川大二天 せ看よ VER V二九宝 マ四合 OF TO V VII III Igel III KM V三公 III III Ш III 区公山 四三大 1/41 FE. ハル 36 大 30 M 黄 往 71 黃糜禪 大神 應接 往生(淨土、九品、極樂の項參照) 明儒江廷訥 熟江川川剛 應 應事接物 送」往迎」來嘉」善而於二不能一个中 王陽明全集 王陽明の全書 部 王陽明先生文錄鈔承應 大神乃高支尊支大稜威 (藤樹先生之風丰) 應事接物 王門終語錄全集 王龍溪語錄 王陽明の勘定は聞きたくもなし F. 王門會子是先 齊子の苦心 王文成公之真像に 正欠成公員像 陽明 酬之變殆有下難一形容一者上矣 玄淳 乃高伎御 filip 被城 Ш III Mai V一盆、二〇、三八 刀尊伎御高德 一〇七、二六四、四八八 いて三輪執 五、四五九、五一四 四川中国川口 11三〇、四元 二年本 マヘ九、二五 11/2/20 ·大七、一〇大 マ三、元 II E V三品 V二九〇 T. V三七元 V V
全 V法 大鹽甲齋寄附狀

別府氏參照 大口鲷二 淵岡山第三 四郎右衞門生國攝津後在京前名 大鹽後素 大島六左衛門常行 大島如水(會津北郷の 大阪正宗(井上眞改) 大藏直泰君 大藏少輔泰貫公 大藏少輔泰環 大河原養伯(會府之人) 繼稱三文三郎 (大鹽中齋を併せ看よ) 大鹽平八郎 大島三良左衞門人名誤 子 姓 太神諱惟 統字叔 V V四七宝 V い三九九 V二宝 V E Y VEIO 工產 VHON V蓝 V 補

大鹽中齋 V一五六、一七七、三九五、五二、五 五.

大洲加藤月窓公 大洲止善書院記 (全書)大洲本 大隅織部 (大鹽中齋靈夢に感じ齋沐謹書 大洲高女校藏先 (全書)大洲本 生書翰集 江東70、東北 日總へ、一回と 工画型 五量 VEO V V

溫惟元名友姓大神稱:岡山」交名 大洲は 以で弱也とす 大洲の風俗武 大洲に於ける藤樹先生銅像の建 大洲に於ける藤樹先生 大洲藤樹會 大洲好人錄 大洲舊記 二あり(桝形、 を專らに 鐵砲町)

0

野址に VI全

學|使||深每侍||講其側|十二年於 我放大洲侯(泰溫)夙 藤樹先生修養の地なり 有上志二於此 し文學を

大洲藩大坪流馬術師範の家

1 3 大田玄悦 元文五年仲秋大洲藩臣 大洲秘錄 學校所藏本に據るV三二一云、 なり四册あり今愛媛縣立大洲 門が命を奉じて編纂したるも 三十二十二、三八七、二九〇、二九四 人見甚左

V

大日草 大坪流十一ヶ條 生於驛館一論」學達」旦 每三入觀東下至三大津驛 錦城老人大田 大田玄軒 元貞 一朝延三先 V四六 V

=

船

求

13

カ(ラ)

(大酒湯 原係 大浩滿士 大海薄上恒河子健上於日 惭不 誠 以人云々 大海侯在三江戶二間 近江聖人不」呼」名 大森周介(大森一に志村 (大滸俠延見先生) 大溝藩傳來 大野了佐の家筋 、志村周介を併せ看よ) 近の聖人 · 光近江聖人刊行 命乃大朝廷乎始米國民爾至智 乃大朝廷平始米國民爾至留 分部 衙門(大洲御家老) 於ける常省先生力 TIMA二、四八三、五三七、五四〇 仲賀守先生行 樹先生造 V一玉九一六〇、四九九 Vニれ、玉つ七、玉つれ 生之公 マスパ ٤ 計花 V VET V王大 引見 動調點過返 淡海流行 门流行 11 問川季誠 岡師御下り 近江ひじり、かたみ 供至 於今日 牌々矣 まざりし明益 問川季減十之充 問四季或一个書編集者 岡川以安 岡田猪(仲質を看よ) 岡(崎)元軌 近江帝山文庫 近江守东官 熊澤氏となすは誤) 小子 川季誠の母八十 川季誠が全書編纂 田季誠は論理的たる 心兵二 定。 近江 門(圖 I题三以下、II元一、园一、 綿、踏皮、母) 川三五、V」も、三九、 山先生) 三四九——五一、三五五、五六 型人不 (2)

-6 E 11 元 V 四五六 Vita V V. Y == VIE V V 補 (全書 (合片 論語鄉黨 (藤樹先生全書)岡田氏一本 11: 見合言 [in] )同田氏本 四、七九、二四、五、六、二四 田氏本日錄 大二八—三一、大七五、大八四、大八九 川氏本一 Hill I 八四、大二

V

(全書)同川氏本日錄 を併せ看よ) (藤樹先生全書)同川氏本 丁至、 (京都市)大屋督氏所藏岡田氏本 京都市岡田元誠氏眞蹟持敬團說 (論語郷黨啓蒙異傳)岡川氏本の 川氏水倭歌 川氏不書向拾遺 二九一、三三七、三四九、五八、五八二、五七 田氏本と篠原氏本「三七 5 解全書岡田氏本に唇 息四、八、八〇、二五、一六 (全書日錄 I三九、四00 11 I

1-

私意を挟

三五五 一五六

V L

岡田此母 岡田十之允(季成を看よ) 岡田傳兵 岡田氏 位胜並過去帳 (岡田氏系譜) 所載のものにして現存せざるも 浄上寺に保管せる 1:1 原氏の見たる全書岡田氏本 15 小上 日四九九、五二、五七、五二、五三五 160 耶址とそ 即 の基地
V号 [iii] **PI**] 11 氏の神主 TE

送二岡村子! 答: 岡村子| 伯忠 送二岡村子! 岡田傳兵衛 岡田傳右衛 岡田定好 (岡田猪) 岡 後 田仲實 田仲實通 稱八郎右衛門 丙子夏 戊子夏(仕途、豫 Ⅰ题二、V 一七一、一六九 7、公子、二七四、第30 甲申夏(心喪 川三岩、三八五 マニニ、二九 II HO V三人

與三同村子二伯忠 與三岡村子(伯忠) 答:同村子《何忠》乙酉冬丁云九 同村子二百 かな語し 戊子春日元 丁亥夏川三九〇 甲申秋(九

早已有二天假一日三近江

聖人

所有者なり)

頭腦二

V三元

(蘇樹先生全書

[Ki]

HI

氏本優女集

II The

いととに

答品村子へ

乙西春川景久

川三宝、西西东

V三九

西同田敬(季誠)

京時呼日三近工聖人

VEX VEL

[14]

FEF

元被(岡田季誠の宋裔)

179

III

拉收

:1:

7,

イはよう

V

取人ののみこみ

1.1.

翁問答

にも大

丁五六

方日御座候

(翁問答の丁み板行せら

る

[24] [24]

總

索

DI

オーラ

翁問答

4

H

話したしてい

I

The

获風微雄

V

Hi.

洛外間

111

放門人稱三

一岡山先

V

11

九行 別 色念 光红 與三同村伯忠 答圖村伯忠 答一同村近三天命) 澤同村二千 村伯忠 村伯忠 村伯思 カーアン 内戊冬 丙戌秋 癸未存(左七) 丁女 M 儿 冬中川子 (连兵 へ被方、 TE TI SEE 川東兰 THE E THE ST 日本山

新問答

この改正

篇

(カイセイヘン

二九七、三〇九―一五

新問答

Ш

一一五二、五人、二七七一七九、

を看より

翁問答の草稿

10 (江戸御 V四次 V E II. JI 179 **翁啓□手足□□□百年於茲□ 葡問答の刊行は先生の志にあら** 翁問答 翁問答には第一心之安樂 生の佛教に對する態度V一三一三 **翁問答著作時代に於ける藤樹先** 翁問答を著は 翁問答の版本 翁問答原稿 新問答と孝經 新問答の文章、 との V 六二、九大、10七、五0九 語句 マニーニ、六、一番 III 關係 一四、三九一

マニ、分

VIOX

岡本經她 岡郎注

本經年 不最

人間不經她

心心家

問村光忠

13 D' 奥 言忠信行篤敬懲 與川土李 與市山之上 言滿三天下一無三口 奥田(三角)士亭蘭汀 享保戊申三月 與川三角 二怨惡一〇孝經 可」道行斯可」樂(孝經) 伊藤 過 な室レ 然遷レ美 胸 一行游三天下 PHI Ⅰ二六元、三二〇 Ш ii 一三、五八 奥田三 五言 V VEO V 三 全 V

> 庸) 所二以行D之者 火氣炎上者也 反」謙爲」做傲 是以行成二於內一而名立二於後世 只一傲字便做 有」,即一行行」之弗」篇弗」措也(中 行前定則不以次(中 矣(孝經 者由一意之滿海一而 二成 一也(中庸) 濟惡不才之歸 庸 1二九一、三六 I二八二、三宝 工一至 I一大 工一台 II 一大

Ш Ш

Ⅲ三宝—三元

傲

し堯舜の御代はおし日和のごとし 究三其訟字一只 傲字已結三斷天下命根 一傲字也 矣」五 山四三四 I語 IEE

V

日お

V四や中

教

教以」弟所下以敬中天下之為二人 教以上臣所下以敬中 教以上孝所上以敬中天下之為二人 教者教」此(孝)者也學者學」此者 教」此(畏敬)是謂 故君子不」出」家而 是謂二人之學 是以其教不」肅 兄一者上也(孝經 君」者上也(孝經) 父一者上也(孝經) 而 成其政不以嚴而 一人之数一學」此 天下之為三人 成三教於國 エニな、一芸 I二人七、三大 IE二六、五六八 I 三人七、三 I

斅

於二中庸序文一必提二出學字一以 朱子於三大學子文一必提三出教字 講上不」可下作二聲色之数一而講上 教以二身教一言必可下在二慎獨上! 也(孝經)・ (孝經) 先」之以二博愛一而民莫」遺二其親 先王見…教之可二以化口民也是故 子曰夫孝德之本也数之所三由生 又只根レ身來 方是敎之事也、 修身以上皆是學之事、齊家治國 其所二以為少数者 I 谷

聖經只誠に至るを以て教とす 脩」道之謂」教(中 少明誠謂三之数一(中庸) 五一全 工美

其教 不し出 」門化不」過」関 嗟

工学

其門 惟數學生念一終始一典二子學一其數則至近至約 其教景一德義一属 一者上學徒或稱一藤樹先生一 說命、 禮樂記引) 一節行一儘有下游 I 川三六九

落合左 是以其 民畏 而愛」之則 I二台、量 而象」之 V

畏

五

落

(蘇樹先生全書)乙本 工一二、一三 (夫の三善と妻への報) 夫(フリフを看よ) 落行支衛無事之山 落合左兄弟 二 1: V元、公 7 Ш 三七法

夫

2

弟は三つつ 第一年 所以求二乎第一以事、兄未」能也(中 ヨウダイを看よ 133 を看 よ 11 TI E

确

是故君子有一路已一面 径求 3人 Ш ~

2 鬼

何」已代人(論、 師业上) 淵)行有」不」得反二求諸己」(孟、 欲勿施 意問) 二於人二論、額 1五二九、玉六九 I I 到 IR

克」己復一般為一仁論、類淵 母」女二不」如」己者に論、 正」己而不」求」於人」則 無」怨(中 學而) りは公 II I

施三諸 数き道を離るるもの 已は身の 而 私欲 不少願 を云江川 亦 勿加三於人一 小の良知 八八 II

飲肥片上眞改は舊飲肥滞の剣工なり

云(大雅女王布殿)日」西自」東

V

君子之事」親孝故忠可」移三於君一

船

Iニれつ、と大八

都

都威所

自力南自北無 思思 不上服 孝紹)

思の邪は適莫の意必を根とす 慮而后能得(大學) 十五七、歪 不」思 言動視聴皆思を主とす 象及論、憲問 (君子)思ひ其位を出でず(易、良 iñj 得不 レ勉而 中(中庸)工查 工一長 II

押し山 愛」親者不叫敢惡二於人二(孝經) 仰子(字子路)口負」重道 仕(說苑建本篇) 有小水 而体家貧風老不」擇」融而 A LL 之外上得那 上指也(中 遠不レ II C 川たの

散 料 者不…敢慢二於人二(孝經) I二大大、三元

(学經) 先」之以三博愛一而民英」造一其親 先王見"数之可二以化口民也是故 尊二吾性一所 知順三親於情 參聞」命奏(孝經) 督子日若夫慈爱恭敬安」親揚」名 養二吾性一所 三以 三以第三吾親 一面不」知」順三親於 養山親也 正二九1、三七〇 I二次大三王 工二岩二、川川〇 也工二次 I 于大九

13

思」修」身不」可以不口事 不」信一乎朋友一矣(中庸) 信二乎朋友」有」道不」順二乎親 親之變三其子一仁也 在一體不一年(孝經) 事」親者居」上下」騎為 於立山身八孝 大学的一於事口視 粉 I NEW THE 丁二次年、二元 下不 规 П I 一七九

规 親と子は一體分身 親の骨の眞偽を辨には血をした てて明なり の思、親の情 丁元二 II 田公

織部正直泰(左近太夫貞泰二男) (学經) 終始|而患」不」及者未二之有|也 故自二天子一已下至二庶人一孝無二 間之悖禮八字經 悖德一不上敬二其親一而敬二他人一者 不上變三其親 一而愛三他人一者謂 之 大一公、三王、西 I L. C.

13

則 襲不」過二三年二六二民有口終也(孝 居則致三其敬(孝經) 孝子之事」親也居則致 朱」有三好」義其事不」終者:也(大 統部正泰春公 致三其樂一 11 I TO THE 二八敬 丁門二一公三 THE THE V

332

中二於中口行於二 烈 (豫)讓 命を東 思愛 思には命 思(親の思の項参照 N. を拾 順 THIN! 思思

川台、河流

M 溫而屬威而不上猛恭而安(論、迷 朱子日仁則簡溫和慈愛底道理 溫良恭儉讓(論、 者の思を思ふう (先生食に丁リ父母 てざれども情には 學问) 和父母君三 I

第子職の温恭自虚 住通稱長左衛門號玄秀の著述) 溫放集(資曆中伊線人野々村尚 溫遊感群 溫恭自虚 溫恭自虛(符子弟子職 (弟子職) I 大四四、大四九 加二全 II =

溫公獨樂 (良知の本體) Ⅱ三花、三生、四10、 (現在の心欲に不」動物に不」滞 溫良恭儉讓四風丰 温潤含蓄の氣象 )溫而慈愛成恭敬恨々底。處 マニヘ九ー九〇 V一次 丁二次 V

六

I AME, MALE

580

EO. I

工芸文

四一、四三、四二〇、四五九、四六

女 女家训 女四片 女大學 御門即 女の儀に御座候えば 御所司板倉內膳守(正 行 切米五十债 地代官 Ш 1. ---一八八、一九つ III = = III V V

カ(クワ・ガ・グワ)

下

朱子日火神日 在下位 在一下位 其發為三恭遜 得而治:矣(中庸 (先生人の火災に 會ふに 奥ふる 下手の貨地 學而上達(論) 一不少獲一平上 一不」授上(中庸) 且 憲問 [II] 敬之理也而 一民不」可二 I大四四、大四八 H П 三宝、四10 V重、公 一六三、一七九 10 三八

火

化は己を忘れ物を忘れ天地萬物 忘れて過化存神の に至る義 II П 一八八 化

I大大七

唯天下至滅為二能化二中庸 化背日蜂石三君臣之禮

加世子歸p鄉(丁玄之夏 Ⅰ九七

加

人)加世氏(次存 31 五五 オーラン、

111

加世五 加世教軒墓誌 口鄉詩上縣樹逍稿參看 加世季弘〈諱次春號默軒又八兵 加世黎軒 加世八元季弘 樹先生有上送二加世伊 (加世季弘を併せ看よ) Vニ大、二大九、三五大 右衛門歸 マ売 V二六九 山田九

加太夫(森村加太夫を看よ 加世次春 マニ九三、四五大 V三七九

中學校藏書に據る) 名なし改 見せるものにして表紙を逸し題 源透氏大洲に於て改紙を買ひ發 加藤家臣錄 稱せり四册あり今愛媛縣立大洲 なるべく明治卅八年十月西園寺 (文化中大洲藩の編修 加 公を併せ看よ 加藤伊左衛門 (加藤)織部正 藤加賀守泰術公 藤織部正直泰公 に假りに加藤家臣録と (加藤 織部正直泰 せるも <u>V</u> <u>≡</u> V

V二当、二七一だ、二〇、六一、 八四一五一六、二九六一七一八

加藤玄茶 藤銀蔵(會津北鄉之人) V買の大 II 画 O 画 画 I

JIII

カークワ・ガ・グワー

加藤作內 加藤次左衞門〈直泰家老〉 和三加藤子歌| 丙子之春 (左近太夫)加藤貞泰 加藤左近太夫貞泰公 に據る) もの今愛媛縣立大洲中學校藏書 (大洲町和田保氏の家に在り V二宝、三OC 工二次 山四公 v = V

加藤公御傳記

加藤氏 (大洲藩主)加藤泰興(御祝言) 山門一、門二

V上岩 正一〇

に推戴 舊大洲藩主 加藤遠江守泰溫公 加 加藤傳左衞門花押 加 加藤出羽守泰祉公 加藤出羽守泰統公 加藤田羽守泰行公 加藤田羽守泰興公 舊新谷藩主 加藤泰通子 樹會總裁に 藤傳左衛門 藤遠江守光泰公 推製す 加藤泰令子 加藤泰秋子を大洲藤 山四北、四个三 を副總裁 V === V V V VE V V三回 田西 V =

加藤遠江守泰見公 藤遠江守泰幹公 V <u>V</u> <u>≡</u> 狩 柯

可 可不可の病を克去る 加藤遠江守泰濟公 我則異一於是一無」可 加藤美作守泰義公 加藤遠江守泰武公 加藤遠江守泰秋子

中の義也 莫無」可無言不可しといへるは 皆 加藤遠江守泰恒公 毋」意毋」必毋 (論、 微子) 」固毋」我無」適無」 無不可 V = V V 正温

和 桂 我 河 我滿 對運數運之牽合見二易學 **啓蒙**洪 學啓蒙本圖書篇 範皇極等書 振川河海」而不」洩(中庸) 河圖洛書經緯表裏之說見二子易 可は適なり不可は莫なり 山二七、四一、四三、四至 II | OO П

花翰 和 花翰別錄 和睦 II 九八、二九一、二九三、三四〇、四〇六、四七四 本(藤樹先師花翰及詠歌) Ⅲ六一、六宝、九三、九宝、二八八、四宝 II 憲の、量

花

狩野備後侯 執」柯以伐」柯(中 不」遠(中庸) 詩云(關風伐柯)伐 花月菴 庸 レ柯伐 」柯其則 V II I

狩野友甫

1 3

| - | -4 |
|---|----|
| 2 | 2  |
| J | ١  |
|   |    |

福

岳州の趙指揮の妻の嫉妬

川三七一八

かが悠久無風中雨)

鑑草仁江身安心樂 の佛教に對する態度 鑑草著作時代に於ける藤

1. V

II

へん 北北

格

格物(致知を併せ看よ)

格正也正二其不正一而歸二其正一之

| 阴元:           | -   | 111                 |     |
|---------------|-----|---------------------|-----|
| 明(仲見)靖        |     | 龍龍粉」至善必先知」之(中州)     |     |
| 開物成務總天立極      | NH  |                     |     |
| II.           |     | 是以天下和平災害不」生禍亂不」     |     |
| くりや少流、上京、片浦   | -   | 可:以入變: 工三0          | e.* |
| 続、日向殿、くくつ三郎   |     | 禍福壽夭皆有二一定之命」而不」     | 幅   |
| 與一處養則一个中村理有無  | Di  | 歌集淵氏不               | 歌   |
| 子作老           | -   | 搜                   | 回   |
| 借老同次(b, 如風擊鼓· | 件   | 貨財殖馬(中席) 11-20      |     |
| (孟、盡心上)       | _   | 正堂                  |     |
| 孩提之童無」不」知」愛山  |     | 去」處遠」色暖」貨而貴」德(中庸)   |     |
| 孩提工完          |     | 入者亦悖而出(大學) [五元、吾三   | K   |
| 冬(高、虚心上)      |     | 是故言悖而出者亦悖而入貨悖而      | 質   |
| 孩提之童無」不」知」愛二  | IS  | 名は与右衙門              |     |
| 外、者上馬         |     | 先生諱原字は惟命姓は中江氏假      |     |
| 恢命絕特有 出二於琴智   | 恢   | 假名書子經               |     |
| 戒慎恐懼者敬之實也     |     | 假名書                 |     |
| 戒慎と獨の工夫を盡     | -   | 李經 工工五六三〇1          |     |
| (戒慎恐惧)(中庸)    |     | (孝經啓蒙)自交真蹟本假名書き     |     |
| 戒懼慎獨          | 収   | (假志真志) [] []        |     |
| Ⅲ一、八、10、1萬、四〇 | -   | (真吾假吾)(かなを看よ) エ三元   | 霞   |
| 改正篇「翁問答の」     | 改   | 111 三元 七六           |     |
| 回也其庶乎歷空(論、先   |     | 華陽の季尉の妻の背夫          |     |
| 云々(中庸)        | -   | 載:華嶽 而不」重(中庸) 耳:100 | 100 |
| 回之爲人也擇二中庸一得   |     | 有"夏蟲疑三於水」之感上 1一九    | 夏   |
| 回(ガンシを併せ看よ)   | [0] | 家禮(文公家禮を看よ)         |     |
|               | -   | (大學)                |     |
| (减者)合:外內」之道也( | -   | 宜,其家人 而後可"以教。國人     | 旅   |
| 外八景有」一的雕章神    | 94  | 香取秀真氏               | 75  |
|               | -   |                     |     |

**以 规** 登一進 **火部風**君 左衙門、 二二二二二五五 其親一云 尺度之 門、思 I一畫 川岩大 V. 1. III EE II = II = 朋 CH II II A II = × I 加量 II S 伯 11 鑑 将 開封 朱子日人之一心湛然虚明如二鑑 (鏡の響) 爾來北條を本地と稱し 詩云(大雅 之空」如二獨之平一云々(鑑空衡平 **特地と稱すといふ** 母(孝經 鑑章と廸吉錄、三綱行實との關 随吉鉄の以き書に評判をかきた (翁問答)鑑草 を併せ看よ) かどみ草御覧御慰被」成候由 浪華懷德堂 會北藤學之宗 會座の切磋 る書を鑑革と題す (矢部總四郎を併せ看よ)で200 つけ続 河 マニー、一部、一品、一品、マル の逆と幼婦の孝 酌 世 山れ、二九十二二大 悌君子民之父 11二九一三〇 I二八、三 Ⅲ臺一三三 11 完九一六 當地方を II IME大 II and V 全 Ⅲ三交 正当三 V
全

格為正

(學)格による

工力

五事也

格正也的事也事五事

也

完

ペ

II AOO

格は正也物は事也視線言動思の

格は正也

格者正也

義也

I HOM MIO

In,

鑑草內容目 鍋草の版本 次 下六、な、た、た、た 川、北、三二三五 0-1-0-E

節は工夫大學に所」 肥格致也

所に、と言語

鑑草に於ける宗教思想

I

I

入理脈路格致之工程 格改工程 格致誠脩貴三日新二 火、學者之急務格致之要稱也 格式與要 無一格致之傳 非一闕文 以二日反之祠水一海二却求、人之邪 或は格式典要を道とす I大、八三 江三、量 I I一大 I I

耐光生

格翁 接物應事之間 改過不」式 若一念失却 格套典學 格知誠正ノ精義 格致の要は慣獨 以三良知一照三祭其意念之攙雜於 格套(は)法式と云事 を格数の要 體を存養し常 無事有事意念 めの功 気気とす 方是真格物 111 心中和 而正三其不レ中 IL II を省察克治して本 1: 知 v 復 候 知 離れざる 111/11 得便即 I II = 工光三 工艺 V

格物致知(大學) 格物者祭-貌 致知之功必在 数知在二格物(大學) I至10、至至 元三子 不少遊之間也 師 德惠 乎也至上而至三子 ıi 格物一格物之主宰 1111 Ifd i 思之 五〇三、五一〇 ·/i. I 1/1 此

数其與知

此謂一格物一

資本既 立即格物致如 三接物版事每 也大學所」謂粉物 修 致知是 道所須 I I

恕

味

1;]

カ(クワ・

ガ・グワ

也 止:於至善者一下文所謂格物 傳所·謂慎獨告此工程也I 恶是良 知也 サン以是格物致 IE

格物へモ ノヲ K 80 スを 併 4 看よ)

格三五事之物一是格物(東 為美去」惡是格物(四 言數 IF. 堂 11 00 江北

學の八目は格物を本とす 格物を 格物と致知との差別 格物即致知の 洪範の九疇は五事を要領とし大 條(目) 致知 括の工程唯 0 工夫なり I 夫 2 格物なり 山王全 正 工芸 工 正な

なり 格物も 非を格すは格物の 良 114 物上 知の 書 所 「窮」得一物之理」云々 致 大全朱子日格物只是就三 知 知 も皆 を主 理 とし I を 程なり工言 窮 7 II る 五事 0 II 玉九 工夫

格物從二良知之所以照正二五事之 致 格物は物の 物 心中の逐 は 物 0) 理 理 0 を な き 窮て 工夫也 は めた 致 知をもと るなり II 至允 11五六九 11 五六九

> 陽明學との分岐點を爲す而し 夫れ大學一書の 別事可以做 格物致知之外無以別路可以走無 物致知は特に其の焦點たり 行、正是致、知之實也、四 釋は 朱子學と 7

效而格 格物 夫所 地 也 調 致知 知」止者物格知至以後之 ヘチ 致知者大學最初用力之 チカク ブッを併 I 垂 中

視聽言 工夫 王子の 看よ) して良知の本體に至り隨ふを格 格物致知は誠意の工夫 所 動思の道にたがふ處を正 調格 物致知 Ⅱ三三、四一九、五〇〇 即誠意の 工三天 II

して良知に 格物致知の工夫五事の 工夫を用ふ(傳習錄中) 誠意を以て主と爲し格物致知の 物致知と申候 致るに あ 非 禮 11至00 II 完 を格

格法に 典要者明 公典要一為學者上1一九 1 德感通之迹也 る 田101、11日 V 完 <u>I</u> 工三公

II III

格法

典要

道を求るに或は格 或は人倫日用の外に求 格広典要を道 法典要に泥み お惑めり

廊 赫 詩云(小雅節 赫兮喧兮者威義也(大學 爾瞻(孝經 廓然大公 必廣意見淨盡廓然大公處 廓然大公而物來順 廓然大公 南 Щ )赫 應 々師尹民具 I五大 I二圖

I

覺 詩云 覺右(中村覺右衞門を看よ) 順」之(孝經 (大雅抑 有三覺德行|四國 I二尖、三六 1五八、天六

學 學 如 が切 如一樣 者道」學也(大學) Ⅱ二二、三元、三人 山門公

是謂三人之學 謂三眞學 教」此(一貫)之謂三眞教 教」此(畏敬)是謂二人之教」學」此 始目」辨」惑爲」要 人之為」學目」立」志為」本立志之 (學有三本末先后之差武]) 工一九 有三一魔一舊習外議內外障害 Ⅰ五一七、五六 一學」此之 I

身以 上皆是學之事齊家治國

ナレ

學者是也 學在 教者致此(孝 學者學」此《孝 11)} 533 學之道無」他在上克二去人欲之己二 於二中庸厅文二心提二田學字二以 朱子於三大學序文一必 (Sie 17 學 (學)迹を裂ぐ (県)玄解に住 復中川 精一之學指一歲一意而 即格致之學指三記意三面 图 門界之即也 · 放門無 以法 阿 に泥む による 德之本然上前 1111 不一學則迷睡 德 心者也學 す Inj 提 木學 作々學則 11 Hi 此 I I 数字 II I三 工汽 书

が如し 學は発 (天性天道天数天學 FAL. 學 學不」同」道 (學本體 断なき 二理な 数學ともに脩道に在 This 學をするは常 程 好 T. は必な るより先なるはなく は は JĘ. -f-THE 1000 日博學 B 覺也心體を覺り 也 なり 知 を見ざれ 郊 平 15 光稱 致より 云 中るは學 審問愼思明 知 德 1: 致知 に進む 1/3 1: ば 不 外 脂 24 [ii] 格物 て二法 は 得んため 館 候 15 11: 辨 (') レ時者望 を煮る く志を 答路 - 1-16 (') 正四空 V四上 II II II П П V 霊 功問 工类 なく 五九 H 行 大山 也 In I

學致 學在 學在レ去三智心」 我學を識 海 徳行は千載 を祈るが如 少解二心疫 正 知 ずる所 山山 此 TS ŋ t. 0) 13 応永久 V 1. V V V

一五六、三七七 性に率ふ道なり 學術は水の濁をすま 千古學術の課至說破 學術なくても有なん 注者より 大學術雕 便 儿礼 TIF ば恋舜 II 1 ins L (') 家之通病也 す I一芸一六〇 技 100 下礼 代には II W 1

學統繼承者的觀た公 如二先 見之超卓學術之正大亦絕 知利行 生: 驹行 )(中酯 H fut 偷 遊 此 一一的先生 而其識 古古今 V四大 II 大五

異用と功英 學道之情排 先一於鄉以感 T se I

學問は小人より

た人に

もる

道な

學や好むも力

11

111

40

Ti

寺

時は真

II 者空

宅萬 ン同

に學を好むに非ず

II

學者或は格套與要に泥む

II

今又 九 二年二七十

(學)道

是老商道

に求む

を方外に求む

II 全

道者稱生不

同

陆

\*

内に求む

學

を迹に求む

V

學者 學者 J'. に進む は博學多聞 過誤、 (') 及び悪 -以 你 行道と 11 11 - - -

11/1

Hij

包香學問之極

It

I

Fil

問之道仁而已仁之道孝弟而已

學者の ふ。説 (學者は (先生 一古藤樹 少學術變 111 111 沙 酸 役仁 スピーハハ、四九六 -九七 の四大時期 個先生 立たずとい い言、言語、人九 I 王公三、王二十 亚元 V

灰石

告子

正に、

學問之道無他

求

11:

かて

心而已

I

人1之志上而已矣 學問之道

他

11.

1

·Ľ.

信

學問之道無一他明

1.4

而已矣

義とす 學問の 問な 學文之種子工 心 70 ij 35 I 3 夫 t. 本 1 丹川 大之 他 × 認 (') 知 31 正真 るを節 II W 野

學問 學問 學問 學問 學問 する 任 1) 外はな 1) 万道只 五事上 より外はな . , .", .') i. 功は過を改、 Th 江火 T. 11/2 1. FIL 74: 学 以 に在て力を用 1 落に遷るに 體 智 7,0 立るよ 20 训 N N II I 11

II

3 1

II

応を Fig. 學問之道 同は 好み 11. 本 ful 人 いい t 他 1) 我 悪む處を悪む面 11 かい - j-水心 1.= T らがむ る道な

後なり 學問は天下第一等の事人間第 學問と政治 (學問と悟) と農耕との比喩 Ш Ш O. H. O. エス、三 Z TARK TARK

(學問 (學問の本義) と富貴長生 11一つ、二人六一人七、四九七一 

Ш

一三第一三九、五一八一二〇

天下第一

(世俗

の學問をそしる事

III

(學問の本義世に明かならず) 11二八七、四九六 —九七

學問之道無」他矣克二去

人欲之擾

復一本然靜一而已

V四六

學問之道無」他

求三其放心

意也

學問 (外間は (早間の初門、 ・學問は多く入用ならずといふ III 1.1 このは、ここ、これ二―九三、四三大、四七五 1: 物微坊 わざならずといふ 順序) 田 ì 衆のわざ Ш 川元元

學問は天下第

一等の事

0

義

れに因てなる

しおきの學問 の學問 七三一七大、四七五、四七八 110年一107140 Ш 一元、二二 三

> 學庸解 學庸

學問思辨之

功

皿元 四三

工憑

學庸解並大學考

俗學(ソクガクを看よ) 心學(シンガクを看よ) 、製れる學問) Ш 二八大、四九七

樂

學庸解 新本)

腰の學問 俗學を併せ看よ) たべいとうしと

索

引

カ(クワ・ガ・グワ)

買の學問の弊) 後世の學風 太古の學校 太古の學問 Ш M " O' 190 B 七五、二八九、四九九 一元、一世

Ш 七四

等人間 第一義無二別事 二人七一人人、四九人 額

可以做無川別路可以走是學問之主 V五C元 而已 V五五 掛

懸 戸田

> 形 片

根にして所謂愛念追慕の誠もこ 夫情を發し志を立るは學問の本 人間第一 彭 物云々 今度戸田子へ進じ候送行の歌懸

笠 古本大學旁訓笠井氏筆寫本と東 笠井劼氏古本大學旁訓を筆寫し 笠原竹友 藤樹書院に寄納す 正堂翁筆寫本 小川,一小 IEEC

(篠原氏の所謂 Vニス、四六四 エー、く、た 笠原牛治義叔 の歌? 笠原竹友と熊澤伯繼)

服」美不」安開」樂不」樂食」旨不」 十此哀戚之情也(孝 かさかさむたより

合三天人一通中倫理上者也 樂)所下以平」情導」 和通二神明 I二人大、三五人

移以風易以俗莫」善二於樂八孝經)

太良右殿へ進候掛物 心術の要掛物にとの 英」見三乎隱一个庸 額看三賜 號 子 進候送行の歌掛物 御望(谷川) II HOO 工四九九 川谷

戶 田 氏 おくり申候送行懸物 11三〇四、四九

捉」影捕」風認」賊為」子 V 完全

學問思辨四者所以以

致口知

風早郡の宰 笠原竹友と常省先生との A 一年、三年 贈答

マ豊富 括 活 勝 活法 勝見

喝

は門人の作なるべし

Ш

春日春日潜花 春日潜菴の批點及び評語 春日潜菴先生五十年祭 山華

11二九三、三天

春日讃岐守

(春日潜菴を併せ看よ) 春日仲淵(春日潜菴の子) 春日潜菴 春日氏本(藤樹先生實錄) (精淵)春日精之助(潜菴の孫) V MO V三九五 VO V 追

心上) 片浦 非ずし 學鍊」形化」氣之良方 這箇(忍)是以」道制」欲之勇心初 (惟聖人然後可二以)踐戶形(孟、盡 刀わきざし于」今られ不」申よし (道は形を練り気を 矯むる 謂に 夫形者生之舍也氣者生之充也神 者生之主本也(准南子) 流 I四四五 I 三 二 二 、 工

II 五四五

刀わきざし何とぞ御才覺云々

古本大學旁訓中の括意若しくは I三四九 三

|        | 居上土不上縣高而不」危制」節謹」 | 在一龍不一年經》工六四八五五 | 事」親者居」上不」騎為」下不」亂 | I一八二、二八五、三瓦五 | 居」上而騎則亡云々(孝經)  | 而已矣(孝經) 工云六三天 | 安」上治」民英」善二於禮一禮者敬 | I DE LIE      | 上上不」怨」天下不」尤」人(中庸) | かみかみにあておごらず Ⅱ 四点、三英 | 鎌川柳泓   | 整火ほど見中候 V二六七    | 後年は中川氏も被」見候我等も | 彼 彼(農夫)之作業意思一般 下岩 | 夏 襲回致,其哀三孝經) 1 天明、音 | 金 金杉頂平次<br>V門   | 候(假を併看) 『元四  | 善兵殿へかた書の物ども仕墓中    | じ族工芸元  | 善兵殿へかながきの物など仕造 | 頃出來申候かた書の發明『五五本  | (候(癸未秋) 工志へ      | かな心法の書をかな書に可い仕と存 | 株様あ右衙門でいた                                 | III               | 滑 滑州 陰衆縣の不孝なる嫁 | 除職とす・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 葛 葛氏いはく利人の事を行ふを |
|--------|------------------|----------------|------------------|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|-------------------|---------------------|--------|-----------------|----------------|-------------------|---------------------|-----------------|--------------|-------------------|--------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------------------------------|-----------------|
|        |                  | 心              | 125              |              | 603            |               |                  |               |                   |                     | -      |                 |                |                   |                     |                 |              |                   | 神      |                |                  |                  |                  |                                           |                   |                |                                          |                 |
| リング    | ζ.               | 八月十八日貴鄉洪水鴨川堤切云 | 心之助 下西、三天        | V<br>Æ       | 臨衛銀田県「臨衛を併せ看よ) | 神南山(新谷町) ソ聖天  | 神山(コウヤマを看よ)      | 洛之神山(上加茂) マミニ | 神行澤清兵衛            | 神分澤(陸前) V補          | 字元成    | 神之格兮不」可」度失無二常享一 | 思劉可[勃思(中庸) 工]置 | 詩日一大莊柳一神之格思不」可」度  | 大雅抑)                | 神之格不可。度思別可以射思八詩 | 後世仰墓号配為」神で五中 | 祭、神如:神在一(論、八份)田园名 | 神は五通   | 素蹟を看よ) マラロコ    | 上月素績、素跡、素蹟、素碩(盲人 | 不」獲一乎上一矣(山庸) 工一先 | 獲平上一行」道不」信二乎朋友一  | I 巫三四、玉七二                                 | 所」惡:於下1毋二以事1上(大學) | 一五 人工          | 所」窓口於上1母二以使以下(大學)                        | 1二次七、三八、11三0大   |
|        | -                |                |                  | 河            |                |               |                  |               |                   |                     |        |                 |                | C                 |                     |                 |              |                   |        |                |                  |                  |                  | Ш                                         |                   | 鳥              | XIJ                                      | 50              |
| 可是三郎   | 5-               | ×110,111,      | 河合德右衙門           | 河合桐葉         |                | 川村武右衙門(伊      | 真筆と引合を企つ         | (川田雄季藤樹先      | 川田华太夫             | (偽谿)川田哲             | よ      | 川田養深(川田学        | (要江)川田剛        | 率じて参拜             | に係る至地文宣王            | 川田琴卿その師三        | 3            | 川田琴卿(川田华          |        | 川田塾江(川田剛       | 川田雄琴(琴卿)         | (大洲の記室)川田        | 川岛子              | 川口薬海                                      | 烏は反哺の孝            | 風分鳥反哺          | 刈谷子禮                                     | 空館を烹る           |
| V. W.  | V EL EL          | 二、一五九、一大〇、四九九  |                  | マニデ、宝        | 1.13/34.1人     | 勢桑名の人)        | マージー             | 生書簡集を御        | V On              | 「四〇、七六              | V三四、三大 | 十太夫を併せ看         | V四六二一九九        | メーヤ               | 工學像外三點を             | 一輪執齋心衛附         | マーや、         | 一太夫を併せ看           | で一夫、三三 | を併せ看よ)         | II ===           | 東工               | V                | V<br>==================================== |                   | I              | II                                       | 用国分。11日,1日日     |
|        | 160              | 相              |                  |              | 18             |               | 好                |               |                   |                     |        |                 |                | 坎                 |                     | Ħ               | 元            |                   | 丸      | 4:             |                  |                  |                  |                                           |                   |                |                                          |                 |
| 不以歲不少人 | 御足は元よ            | 桓女の節制          |                  | 官人の妻の        | 官盛任使           | 好雄も用ひ         | 好 雄              | 坎垣            | 块雕交泰心             | 坎水之象                | 者起三于雕  | 凝水之極者           | 乃坎水之象          | 自反之心原             | 什盤                  | 竹雨亦叢書           | 元旦の詩         | 依三九藥二示            | 弄,丸歌,易 | 干將英邪天          | る書通              | 河村平兵衛            | 河村饭買             | 3                                         | 河(野)浙遊            | 昌平黌教官          | 本                                        | (遊賀縣長)          |

將英邪天下之利兵也

I

I

村平兵衛の谷川玄トにおくれ

白丸藥「示二十十 工二三一三

雕交泰心之本體也

I

V電

叫三奥

起三于雕火一

《水之極者起二于坎水一炎焦之變

坎水之象也

反之心事管二內照|而

外面閣然

I一元

雨亦叢許孝經啓蒙

I E VIII

でな

被賀縣長濱町)河路豐吉氏藏有

五八二、九八二

(野)消義(コウノ氏

な併せ看

I

不對教官河川興

人の妻の姦淫[太宗の時の]

Ⅲ三六 — 六三

盛任使(中庸) 雄も用ひて盆あ

IJ

1170

II I

四一八一九

- 具機不」合も不思議也 マニウ 足は元より作りものなり合も

586

兵英 4, などそとつ 勘兵衛を行よし「江兵元 111 期 100 に勘兵衙御 他 州 1次 親民 (仁爱 せざる時 は明 感通する 徳の感通 0 氣象

13 5.

氣象感通

田馬玉

鑑空衡

心の本體は

鑑空衡平

の如しⅡ三

II SO

75

II E

12 100 路山 V IN 一人、川川の、川西の 四三六 II 三八

繭

واره

INO マ四公

頑空 無記頑 於外一

II ZE E

心難行手地難

(1)1

1.15

感孚之心

動二於內一崇信之迹應

マニだり

云人

\$50°

% 之棺棉

松花

Ilij

外

心之(孝經)

五九、四九大、四九七、五九三

I

K

(加藤泰術

300 換骨順 13 岬之靈方 心之良 11: 二九大、三七九

it. 23 換骨運方順神妙 づらしき 操多式分財被 循 以下 IIE

I

鳴 呼無一得 清 然 也 VES

茂

Ⅲ三宝

顔茂献「廸吉錄の著者」

Ш

7 二九九

五八

周南

(漢文書簡 漢の武帝 併せ看よ) I

鄉黨翼傳(寬保 寬政重修諸家

[11] 27

閑思慮 [11] 川思雕底 思慮 111 丁四元 川川川 V二九五 瀚

翰墨全書(

感應 微は念慮 閉散除錄 なき心より 微具知 感通して人も正 00 感通な指で 1, II 諺

見」性

衛子は性有三二

1111

一と云

翰林學士 此度風川本

告荷楊

韓金

應

网

心 茶 13] カクワ・ ガ・グワン、

キ(ギ

11%

正く候

IT

天理にて候

額 を得 處也 額子は四配 初學の時困勉 韓退之(韓子を併看 聖域に入らんこと顔子も不以及 ることな 額子の早世も亦八十の老死に異 顏子問」仁 の問なり 0) 11一一、一五、一八九、二七 位 此章は顏子初學の 0) 功を不り用して を M 得て諸侯の諡 **無聲** 11一つた、一四九 八四八八 無臭 V EOX II 工四四大 工公 一五〇

觀

(松下)鑑伯 鑑空衡平

V

一当、三大一三

川三のた、三九

心の本體を鑑空衡平に喩ふⅡ二

也君子居」之(中庸) 寬厚院殿仁叟英義大居士 寬桑以教不」報二無道 Ep 不 Ⅲ四四四、四州〇 南 (印本を 方之强 I元元 П 言議 顔色温和にして言語正 顔子は專ら 顏氏家訓日吾家巫觋 符章絕二於 上に於て誠意 藤樹先生の風丰 云云 念入微 の功を用ふ

则 の資料的 〕於三情欲已發之後 L 王字撰 1 1 候 價值) )書入出來 I 玉玉 II Ш 四上 勸 關 陳成鄉 勸善錄 關々雖鳩在三河之洲一、詩、 勸善懲惡 勸善錄(春 0) 勸 風 戒

全書

П

五七九、五八五

I二五四

II nega

I宝 II 汽 鑑 鰥 を併せ看よ) 心之本體如三鑑空衡 於三士民一手 者不言 (孝經) 敢侮二於鰥寡一而況 0 改名 四三三、三三一三 平一(鑑之空 I 二七五、三三五 V九六

几

ギ

木 志」道 求上魚也 几下 (蕃山)木谷の 而 守二 頑 ъъ 虚 二則 ŋ に山 より墜つ 緣太木而

答二木下氏一〇自 木戶良學 反慎 獨 0 工夫) ア五〇五 工門大

I E

工大

木原壽軒 別錄乎 木下氏 木村岡右衞門は小川某につきて 木村氏(難波翁 木野自安 木野自安子從二阿州1寫來矣花翰 木野自安子 人王守仁 の學を好めり V ... 0、 | 咨 V二元宝 II II型宝 山川田の V三是 工程差

1 11

木村勝

政

inj

へ木村貞行の 木邨源之進(伊藤東涯門人) でたる書通) 吉田忠左衙門 に宛

沂国述理公(子思) 希賢 (三輪執衛) **危行言孫學真訓**論 (中村)季賞 季買い中村季買を看 季ち、季重即も常省子の幼名か) 3 憲問)1た V V IL

间间田 万字間 季数 性一之間也 じたり 一季城氏母 松 か 13 者奉二持尺命之 **に賀筵を張** V四天

報機

季弘學篤く

行

JE.

しく然で音律に

藤樹公之御墓も御移可被成與之 V九一、三三五、三八七 V一天 I V HO 四三金 マな 之異一 とらず 氣質圖說 氣質之禀或不 氣質の濁駁 性と氣質と渾淪和順にして相も 気質の果 (氣質と心法 變三化氣質 」能」無三正通偏塞 I 流四、大五 I 110、大七五 III :

宜伯公思召寄には玉林寺は―

宜伯公之御志 (中江)宜伯

宜

季氏、

季此

子

氣

其爲」氣也至大至剛而

寒三天地之

一个面

公孫业上)

I

氣智情欲 気智意念の感

上帝所"以选一化萬物一各型與

叔象與二意味一毫釐千里誤

I

V II DX 百病生二於氣一 以」理御」氣

> 理者無之帥也気者理之卒徒也 者生之主本也(淮南子) 工器 失刑者生之舍也氣者生之充也神 已氣以成 」形而理以命」性為 I一つ、大七五

有一選色浴步(藤树先生之風丰) 其氣字之定雖」當一倉卒之間一無」 の也 気は身體に充て知覺運動するも 気銳言厲 て氣と名づく 震覺の流行し 充る處を指 I [0元、]二 正是 I六八

五盡二氣聲求應之情一八引二易乾文 V 鬼 超

八三江 I II 胜

易日精氣為物游魂為 鬼神と名づく) (一體の心は其 知以鬼神之情狀三整餘上一口受益 日鬼神之為。德其盛矣云々 の屈仰往來より び継是故 所たべ、四周 I I

人は活物のないして父これ鬼神

記日行二一 氣果所 (氣象と其の根源良 ,拘人欲所, 截的失二本 物一而三善皆得者唯世 知 IL

特性 (記)日天子之元子士也云々(郊 記誦河 今之人為,學者惟記 節詞章 而已 異端之虛無寂滅俗儒之記誦詞章 子而已云々(文王世子) 管商之權謀功利 中一分一分一日 四代、西巴、下三四 I I I三类 恕

記誦詞章之學先折之所」不」取 V四九〇

起蝶 為三之宗廟一以」鬼事」之(孝經) V E

I二九七、三九

宗廟致」敬鬼神菩矣(孝經 」鬼易豊二山水人物一難云々 1二八九、三六品 П

凯

寓舎なり --pg H 02

鬼神 規正聞之器也指三三綱一而言 (鬼神の 鬼神之為」德匹熙矣乎(中庸) 爾光嗣 III 往 一七二、九八、二八三、三八五 H

一流 其規模廣大其條理精密 规矩方間之至也學人人倫之至也 蹟藤樹規) 盖規者正 |規之於||正剛||故謂||之規|(眞 雕装上) 間心器也此文於 為 學 Ⅰ二六二三 I I
益

H 旣 喜怒即好惡也 既當九月中 神水神火交泰既濟之妙数 七情つどめていへば喜怒の二つ 喜怒は即好悪の 藤树先生之風丰) VELU II II di

圳 期之喪は諸父昆弟の 則之喪注 落然以 喜怒哀樂未發の時 11) 月)別は一月の匝るを云 樂之未以發訓二之中一(中 手大夫一(中庸) 耳三 四四三元

棋を園で傍人の説話を不」聴

III =

之先見者也(易、 何 慶其神平云々幾者助之徽古 祭所下

戒慎恐懼者存以幾之敬也 法之要在一般一般而成,其意一 I大人人

高而不」危所二以長守り貴也滿而 不上溢所 以長守」富也(孝經) 心已動而去」靜不」遠者所」問幾 幾者未發已發之間者也 動而未上形 15 無之 [11] 书 幾也(道 I六八 1 too

貨鄉族樹翁之郷に 被蒙候山 貴家累集之顯職御相續之公命を 而 我 I二之、三八 東方姚江 V E III KY KY KY

身們變所受三之父母 楽川・ 也(大學) 米」有三上好」仁而下不」好」義者 孝之始也(孝經) 加武公人 不二敢毀傷 I二茶玉、三〇九 川九ーたり I 玉园玉、玉七宝 VEOL

, , 利為一利以 義為日利 道功の別 I

義

る

總

索

10

不上計二其功(黨仲舒賢良策)

正二八義:不上謀:以

利一切二其道

之有一可二以」義起一(王氏說)

心上) 周子日徳後日ン仁 也(大學) 仁之斷制日之義 孟子日親」親仁也敬」長義也 志臺則氣不以餒而足॥以配三義與臣 間,國不以以利為以利為以美為4利 也大學 雖一有一善者一亦無一如」之何一矣此 (伯)夷飢求」飽 宜日レ義 I 空 I五四八、五七六 I至 I I

仁有二時措宜一義名所二以立

(孟子日)義人路也(告子上)

(朱子 日 )義則是斷制裁割底道理

(朱子 (中庸日)義者宜也尊」賢爲」大 日 し禮 天理之節文人事之儀

I益

國

大義者禮之質也改禮雖"先王未二 (朱子日)義者心之制事之宜也 I 全

を義と云 者宜也尊」賢為」大〇中庸 と云は宜 也三才當 然の理を知

> 義繼母 義、義理 義(貞操の意) 義は仁中の裁制 也義之與比(論、 君子之於三天下1也無」適也無」莫 三四八、三大大、三七二、三九〇——九一、四〇二 11110一二、三型、三至、 里仁) Ⅲ六五、六八、九四 工一

葵 箕 箕子. 葵藿之誠 III二、V 空 7四九0 皿三六

義之實從」兄是也へ孟、

離婁上)

聽

聽而

不」聞食而不」知以其味」(大

義と倫盗戒

儀 疑 儀禮 (靈符)疑解 詩云(曹風鳴鳩)其儀不」忒正二是 朱子の儀禮經傳通解 儀禮の研究 四國(大學) 疑義(熊澤蕃山 I 善三、至C Ш I一元、四 一七次、二九〇 I崇 V量

機 器 其機如 器は顯はれて見易く道は隱れて 君子にも戯謔あり 戯言も良知のさわりとなる 少此(大學 I 五元、五六九 TI WE 正公园

樹 地道領 樹欲」靜而風不」止子欲」養而親 △樹(中庸 三五元

工一六 工造 徽 徽州の某の妻秦氏の不孝 徽州の葉元賛の妻林氏 欲二樹定一不二風息一云々 少学 川三元

魏 魏の芒卯の後妻の仁変

Ш

Ш 麒 魏溥 Ш 川三宝 一五六

北 北川子示教錄 V四 北川子示教錄 北川子文書集 聽之而弗 北川親懿〈會津北鄉之 川開 〇中庸 V四七、V補 I玉云。五六大 Y 言

榮松一 (鄉黨啓蒙翼傳)北小路本 先生妣北河氏奉」佛甚虔削髮名二 北川親懿翁雜記思案抄 北川親懿翁雜記抄 (又坂内氏恕三) V三六、V補 VEOK

所」謂北鄉 北島雪山 北小路家藏(論語 图0川、图第二 VER 11 元

吉 喪主」素吉主」凶吉凶異」服(論、 鄉黨篇孔注 (食津三子を併せ看よ)

+

君作則

瞪

然(禮、

文王世子)

而

皆在三於凶德二等經 則逆民無」則焉不」

在

於

(孝經啓蒙)舊本

元六、これれ、三八五、三八六

签占之 片非 14 仍许 1 I J 九 -12

1;

[1]

4.

Ш

北北、江三

RIS 大九

MA FA

吉備 吉備國學有二藤樹先生手筆 吉忠左衙門 M 烈公(池 天狗 いたとへ) H 光政 1100 マー出 V VINE Ш 茅網 四大

放 悦敬二其君 三其父 則一子 一則臣忧(孝經 悦敬 11. 儿 31 W 兴

子日小八代品 孝經孔安國序 君 難 山不」父子不」可以不以子(古文 不 」君臣不」可二以不臣臣父 村 人 以為 1 11 I 休

非一名者無」親此大亂之道也 於立身(孝經) 大孝始二於事口親 (論、八佾) 要」看者無」上非 三聖人一者無」法 中二於事口行終二 工二金、三の元 I四七九 ( . H: 泉 100 ġ 级

逆(孝逆の項參照 之者父也(孝 故母取 11; 項參照 愛 Ihj 11 以二八 1二元元、三三 I 敬敬 Ш KA KA . Ti (0) K! 應 11 配方

4: 九命考 升· 欲 明月 九思 伐冰之家不」畜二牛羊二(大學) 九牛の 凡為三天下國 欲 (di 111 復 三九地之下一則入 111 心心 HI. 你 家 ガニ九 131 俳世看よ 一有三九 が経一八中 天之上,則

季子こ

侃

H

体學 131 ][ 心体 .', (H) 人 115 人心 11 是 加 一有一容馬 (大學 (") 4/1 117: だり、死亡回

宮女 別站 水嗣 シ 2) 方陰隨 -1 לו 1 化本とす 34. 石より 川光 IV.

Ш

楊木八 不少念三舊思一(論、 窮理と無行 爲」致(大學) 舅犯日亡人無三 1 以 经 公 冶 強仁」親 1 五三九、光七三 長川三三 1 I 川売全 M 534 绿山流 見 泉世稱三共 先生雖上生三長

蛸

德

何

唯

以 14 1:0 MI 折(六極四一)音、 MI 遊八 無 明馬不」在三 110八五、 Ш 洪範) た、たし 5:

1.4 15 持 明 琐 問節 助 海門許 111 助 则 + 1 £ 1: F Ш 1,12 版 1. 新

和风

人

和印

14

初

1

心循之要莫、先三於除 11/-文正(計後) 滿致吃塩 I 1、六十

虚見 作虚異端之数 虚世之苦惱 虚生の苦惱 物平し施 惟虚也故溫恭 也 佛氏 谷、 11 以二 明 也故稱」 が VION 11 丁五九 工一大 I

何先生行於即傳

智度論一 虚災不昧 員吾者虛變不 管商之權謀功利 異端之虚無寂滅 為宗老氏以二虚無 H 味 野學 俗儒之記 1's 知是也(引三大 北 illi I I 工艺 I 110] 3 5 块 京

自界三凡 V ル 30 M: 惟狂克念作 日餘 京都帝國 京都之如意山 京都放友の 大學問 家に 浊

大出心 11 者 III 狂見 狂者は天笠の佛 三三、101、10九一三五、 111

Y. 11: 171) 打 14

二六

敬 102-10 III I 42 15

Ш

ピル

九五、一名、二七万、四五

十三經を通師すへ行狀其 酸 樹先

一樓 志村仲昌著藤 77

樹先生)行狀 掘三行狀

丁一、九、三、霊、霊

此

作

149

紙工

の他)

I

查 嗾 樹 先

杏填 杏坪 賴惟 1: 柔(賴 张剛 ME. 术 傳 を併 川二つん、五合 VEI SIE せ看よ I

京三郎 川東心七 V.

Įňj 命 を行事百

1E 書館(孝經丹蒙) 多方) 亚三 京五、二五六、三〇〇

小 、 当九

以他二年粉)

强心猛氣

31

装詩の妻胤氏の孝 先生中川氏の狂見 行粉語 ツ果 を受ふい Ш 7 40

怨:懷乎其所」不」聞(中庸) 五六0 I 五 四、五六六 ヤ四公

Ilij 温 而関威而不」猛恭而安(論、途 正二宝

以三和唯一行中之 子曰禮則倚恭敬 柳飾底道理 I一美

心之交際可以以

恭

一為主

(天性天道天教天學) 以此之間 一质效 丹シレ 此之謂三眞 大四四、大五 五五元

教子の報

明三教學無三異法二

I 奈

熘

(教育)

(教育の順序方法) (教育の效果) 子孫を教育せざるは大不孝田公 Ⅲ二九人、三○○、三○三、三○七、四○五—一八 IZH

11八十一九、四つ七一つた

教行の 一子の教 時期 III III 四公

强

引

有」所一恐懼一則不」得一其正一(大 傳三此學于天下后世之實心 | 矣 先生欲 得二英才一而教二育之一以 先生の教育理想 (教化之真在上由)第二無言 先生の教育網 三樂の一也(孟、盡心上) 得三天下之英才一教育するは君子

臭上」而不」求三子聲色之末こ (教化之真專在二於天載無」聲無」 神一而天下之人皆化4之)

I <u>I</u>

夫の眼目超凡入聖の脈路 於二中庸序文一必提二出學字一以 朱子於二大學序文|必提二出教字 数學ともに 獨知は中庸の實體教 二理なし 脩 道 に在て二法なく 學の種子工 I二八七、三大 工美

教學相長 語を假用せること 教説の方法として便宜 父母が子女の教養を誤る例 J: 暫く佛 I一品 VE

南方の强北方の 所に本末適莫の違あり)五三六 强俱に 其用ふ

II to 売 雅 喬松の壽 堯之親二九族二云々(書、 110、110—二、三強 き 典) 

(石川惟元刊)鄉黨翼傳三册(寬

幅聖象

V四大五

保の印本)

鄉黨篇註解

堯克明二峻德一八書、 孟子日 行二堯之行一是堯而已矣(孟、告子 服二堯之 服一師二堯之言 堯典 I二次で、三一七

郷原の如きは其事は中行の君子

に似たりといへども其心は則ち

郷原は徳の

賊(論、

陽貨)Ⅲ三六 Ⅲ三美—— 兲 V六三、九大

(大學) 堯舜帥三天下」以上仁而 敷三五数(白鹿洞規) (朱子日 〕堯舜使 || 契為二司徒 | 敬 1五二九、五六九 民 I

鄉飲酒考 堯舜 郷人欽仰思慕の情 堯界の母陳氏の教育 堯舜の民は比屋封ずべし 堯舜の禪授 る藤樹先生銅像の建設) 學術なくても有なん 達者より見れば堯舜の御代には 堯舜之道孝弟 mj 已矣 Ⅲ三六、三共一至 Ⅲ三10一二、宝 (大洲 Ⅲ四七—一八 I四七、五一、六C **〈孟、告子** 川 に於け V一九

驕吝之邪滿日消謙德之光輝日新

I至至、二四七、五四四、元七五

程子曰鄉黨一篇分明書二出一箇 郷黨古來の傳統的習慣 V To 曲

僑

鄉閣亦月知三賢者

V

I四五四 マ三谷 汚れたり

橋大天易清

薑考

鏡花水月

嚮威(書、 洪範)

驕 是散君子有二大道」必忠信 之縣泰以失,之(大學) 驕爭除后萬殊通 Iハ六、一三〇、六九九、II三八三

庸玉二女於成一(張橫渠西銘)1元 玉林寺の焼失 玉林寺の墓地 不遇庸玉三君於成 V 100 V九四

王

其次致」曲〇中 能有」誠(中 庸 庸 工一公 I

王

二七

曲

曲

I

| 1 3 | (金银の変を明徳の変) 「西島 | 而强者居」之(中庸) 工二高  | 衽二金革1 死而不」 厭北方之强也 | Ⅲ二三九—四二、二四九、四九二、四九四 | <b>*                                    </b> | 「一            | 故也古女孝經還有二此感應一麼 | 天心聖心之感應以三今文之正真一                         | 今文に從ふ〔要再考〕 Ⅰ元六      | 孝經考にありては古文を斥けて   | I            | 不」可」不上尊二信今文一而受用山  | 了 五九五、五九六、六〇〇、六〇二、六〇四 | (今文孝經及古文孝經)     | I二玉六      | 先生の見解に前後變遷あり | 今 古文孝經と今文孝經とに對する | 11 光九九    | く志ちいさく器量なし云々     | されきれいずきするものは度量せま | I 五一七、五六一     | 切如」切如」磋者道」學也(大學) | 近江國桐原<br>V云 | I     | 桐(近江)桐原(熊澤了介の舊跡) | きりきりもみ[的の名所] 皿:四0 | 學)                至二、五六二 | 極 是故村子無」所」不」用三其極二大 | 棘 棘草心臣 Ш空      | 藤横先牛全军 卷之五十 |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------|---------------------|----------------------------------------------|---------------|----------------|-----------------------------------------|---------------------|------------------|--------------|-------------------|-----------------------|-----------------|-----------|--------------|------------------|-----------|------------------|------------------|---------------|------------------|-------------|-------|------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|----------------|-------------|
|     |                 | (大田元貞を併せ看よ) V三三 | 錦城老人大川元貞          | 館 錦繡段 工 三           | (丁)銀と銅鉛とのたとへ 五四二                             | 銀銀繼かに三百銭 V一六六 | 禁中の宮女皿ニ元ミニ会    | 「二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十 | 蔡 示」之以三好惡一而民知」禁(孝經) | 会联居」之(中庸) II:100 | 高 <b>念</b> 歌 | 飲 欽明安止(書、堯典) 1三0五 | 等(先師琴曲を作る) V一壹        | 110九一一〇、二八九、四九九 | 訓詁(キンコ)   | V            | 近世大儒列傳(內藤聚燦著)    | v ~       | 近 近世小說史(藤岡東間遺稿)  | 金原仙龍<br>V二三      | 金杯桐御紋章附 vilio | 金紫人              | 金荆          | 金銀珠玉  | 所入不上通            | 金銀珠玉者身外之實而其用有以    | 金銀町一四一四八四五九              | ことの重複なり            | 金銀も明徳明らかなる上にはま | カナキ(ギ)、ク(グ) |
|     |                 | 善 (苦樂の論)        | 句(訓詁句解大意の意義       | 公 (春秋)公羊傅           | 久世大和守領下                                      | 久世廣之          | 久 久世公(大和守廣之祖   | 本體工夫工夫本體                                | を以て本體に歸る            | 本體を以て工夫の準        |              | 工夫純熟する所本體         | 學文之種子工夫之準             |                 | 工夫の主意は格物致 | 夫の眼目超凡入聖の    | 獨知は中庸の實體教        | 失取人がたきものに | <b>全體の精神内に守り</b> | 山人類」外意念を全        | 工夫實落          | 工夫のまはし           | エエ夫         | 九品の往生 | 九九八キュウを併せ看と      |                   | ク(グ)                     |                    |                |             |

.

作三廼翁學席解補|名曰三狗尾| 店補を作で狗尾と名づく

愚不肖 恩海 (中庸) 度仲(仲雅泰伯の第) 農潭の母孫氏の数育 恩は朱子にもとらず陽切にもと 區太縣芹之誠志 果能二此道一雖」恩必明雖、柔必强 らず云々 先生季子季重(常有先生)も亦學 川北、一四、一四七、二八九 一八九、四四六、四四八、四五九 三大大、九七、一四四、 V LH th 川四六 正公 下三九 正歪

幅殼之存亡|而存亡上 柳売の差に迷ふ 瞿曇迷而入」山又迷而出」山 不下以二天地之成毀一成毀上不下以二 I黑、V量 I EO 五二二

脈路

知に一一候

100

學の種子工

度

て候

打些大

候はでは工 く放下して

川四四九

II M

III BIO

III. 110

株を守る(韓非、五蔵) 11三七、11一章、一次一次

則とし工夫

株

ら明なり

OF IL

正 NEOO IT

E

刊四尖

明の東

空

丁五九

V V

您處異端之數也佛 氏以二從級一 守二空寂 而坐二枯禪 弄二精魂一而 空鑰を烹る(カラナベを看よ) 虚虚明なるを云 空は心の本體世味道味の意念淨 は皆空の義なり 班」意母」心母」問母」我無三適英一 北北 川犬

Ш

一夫、二九

皿完造 II

だくだちゆく人の

الم

V V

不一所若中自

共口一田上定

能谷之之

國有レ道

不二變塞

一强战矯八中庸

IAELEX、无七

楠本碩

木正

成 1K

III

れ、ハル

野

有山國

者不」可二以不以惧(大學)

國治而后天下平(大學) THE RES 言

K

I

做事 人定以國八大 I 五二九、五六九 I五〇、五元五 熊澤了介の備前に還るを送る詩 衙門一仕二福島正則二云

熊澤子 熊澤 心法 與三熊澤伯繼 伯繼(書 癸未奉 丁四七五、四七人 I大

熊澤子同志中之互擘に御座候 (中和の 11至 正

母 母 長二郎、 今一、遠例、 II 至三、至三 (歸鄉、

朽

朽木、施、

公治しとや等へし文

に前興し (大學引

改川レ

好

八吉凶

榮辱惟其

欧

13 レ道

非

F

足

三以興

11

庸

11:00

丘四 、五七四

八八也

云水(歌)

時 196

有レ道

は

君明

1=

L

て臣良なる

[ux

無」道其默足二以容

一个中庸 HIOA, 1104

子御下、 中庸) 與意能澤二一左七、〈正保三年〉(淵 與三熊澤子一(淵子御下、 與三熊左七二二郎八了介 大學の講 加 中川子、八右、 責様お 仕途、

熊澤二 熊澤先生 (熊澤助 に立つ) (熊澤治郎 (熊澤了介伯繼 功右衞門 八二日の 贈位の恩典に浴 學 間 V四天、V追 先生の門 VEOP VIII V二至O 工 V介元

藏

M

道一行。梁

JUJ

得以國失

衆則失い

败

送三熊澤子

T 五三大、五七三

熊澤子华問

一我於

西銘待烹之章

(大學)

諸侯石二爭臣

万人一雕

無道

ニベレ

如

何

治レビ

收修 彩

於鰥寡

所说

(壬午作)

山治二其

luk.

一者先齊三其家一人大

一年一九、五五四

熊澤守久稱二喜三郎一後改二牛

一上比一乎、孝 者不

I

Li.

熊澤)伯繼幼為二外大父熊澤守

所以養故冒二其姓

I

失三其國

1

Ţ

たいい

匠謹以三邇

H

餞

二熊澤

子

之行

IIIO

I 計

213

子日邦有」道危」言

危し行云々へ論

熊

熊倉組鄉頭

图011、图011、图0图

V

雲

川語

熊阪長範

鬼神と名づく)

M

心は以

0)

屈仰

往

米より

蚁

土の爲に永久萬壽を祈る

國みな忠臣

Ш

国、0个目

一个、VIII

П

朽木(今の遊賀縣高島郡

机村木村

無道

至上

死

不レ

變强裁矯へ中

Tilog

I

小川村の

上流地方に當る)

庸 业 朽木(滋賀縣高島郡朽木村

熊澤先生行狀記(湯淺常山) 熊澤先生言行錄(草加定環輯) V ===

熊澤息游軒先生書通 一通 V 三 語 O

食

位 尊山其位」重 聽而不」聞食而不」知二其 尊二其位|重三其祿|同 藏川氏傳來本 雲井の風 中云々 熊澤伯 熊澤蕃 藏印與治右衛門 藏田物八方並親戚共 雲行雨施(易、 田舎よりのぼり居て學文修業最 折ふし其家の裏に熊澤治郎八は 就」中熊澤子同志中之互擘と三空 熊澤氏了介名伯繼 熊澤氏事依」尋答 熊澤了介子 熊澤了介 熊澤牛 熊澤蕃山 熊澤蕃山の著書 熊澤蕃山(奥田義 熊澤蕃山 熊澤伯繼末裔第九世 熊澤伯艦の (中庸) 右 山先生書 衛門守久 先生書翰 墓 (藤樹先生行狀聞 乾文言 人 分部藩士V造 7 一一一 機明 三其 IEIE、五六 下二六、三九 Vたの、四天 味一(大 二四八、一元九 好惡 V 宝 V五九 V四四 v | 00 V語 マニッ V = Vilon I 1

引

總

二九

楽やくり 196 瑪 來島德有德門 被 或田面知之(中庸) 黑川市石衛門 くりゃ 明 者以(大學) 生」財有三大道一生」之者衆食」之 (有子必減一直)(大學) 一村以做(語珍英會津北鄉之人) (村伊右衞門(會津北鄉之人) 少流 江 V V. Hi. V. MOX

故君子必慎三其獨 I WE EL 一也(大學) I 五 人、五六

心上 入三九地之下 君子不」雕」席 孟子日(君子)有三三樂二云々(盡 mj 卷二九 天之上 I I

見口之也(孝經) 君子之敦以一孝也非二家至而 以失」之(大學) 君子有三大道」忠信 補過(孝經) 君子之事」上也進思 以得之縣泰 心虚」忠思思 「二八七、三六 I H

君子無,故玉不,去 君子之德風小人之德草云々(論、 少身村子於一玉 工二次、三大 Iニ九三、三七五 打子國 は子人の悪を成さず(論、

# - j-君子坦蕩々小人長戚々 君子城三慎乎其 (論、學而) 君子不」重則 外一八中府 大天下英二 不レ 所p不 城 能裁一焉(中 1/3 レ階 H (論、述 (中庸) ボレ II

君子之数不…心泥三於古二(王氏) 行子にも殿臨あり 君子尚時中(中庸 『三三三 11 II

君子中庸小人反三中庸

君子之道四丘未」能」一馬(中庸) 也義之與比(論、 君子之於三天下,也無,滴 里仁 也無英 II = II de

君子 外一一中間 君子素二其位二而行、 付子の樂 大〇、八九、四一、四五、四四 III 一四七、二二二、二三六一二六、 不少願三乎其 III III 111

先師本より見情を愛せず君子の 志を嫁べり 111 110

III

三三 一回、一九一八大、五一八一二

君子素!!其位!而行不以願!!乎其

(山脈) 海温 君主の 上 あり 厚英」重」馬(孝經) 君臣合體 (君臣 北溪陳氏日 父子之道天性也君臣之義也 (父子之道君臣之義長幼之節) 君子の天下を思召 之書二而季越實大功三於先生之書 其職一則愛辱必及中其身上 中江氏は生付て氣質に君子の風 则 論上对臣上下各不」動二其任一堕二 みよりも向ふかし 义不」可」没」之 明 君臣有」義便是義 : 15 は I 大四四、六五二 日二八一一世中 父子の親

八半

君則 父母生」之續莫、大人焉君親臨」之 君臣有」義〔五数の一〕(孟、滕文 暗と臣下の善悪 Ⅲ九一型、100、四人0 「一八一、三四半 四三三、五六 VIEL

「電法 兄 91 外典

君子は死生利害毀祭得喪成之事 軍以降國 「軍法と儒學」 III h

君子豹變小人革

和 F 軍法研 究は無效か) べ、大ち、は、

小人鄙言固雖」不」可叫以汚二君子

は度外に措

(孫吳の軍 鞍懸の稽古 (勝負の論) Ш 川二二一六 スペーペ III 三二二

Q. H (九經 問書 那內 (訓詁と義理) 有下以二訓請副章一為學者上一九九 訓詁(キンコを看よ) 軍旅之事 )體三黎豆 H 尾崎雅嘉編 一也(中語) П 10M-0X 工一元 III

I一个

V

V

## ケ (ゲ)

下 毛 下するの 樂は彩樂と いひし云々 川五六

外科 下人を使ふ心得 下子なき上崩は ならず III III III ESS IV KM

兄弟(キョウダイを看よ) (詩)兄弟既寫和樂川耽(中間) 31

Ш

C. ... >

川三大

594

III

EH.

=

在一個面印則具(孝紀)工人表、靈 110 ,上海縣則亡為,下两 コウを併看 凯则 刑

京師は帝徳によりて千里民の止 を建て云々 京師よしや町にも間 山先生講堂 V次 卿

蓋卿大夫之孝也(孝經

藤樹先生之家庭

京兆小野氏 潮形氣之私! 而我三贼性命之 I V四北京 敬

VIOI

卿大夫

卿大夫の孝

76

形氣之便利(明德暗病) (形氣上天性 II

事以父以事」君而敬同〈孝經 省二於事以父以事」母而愛同省二於 居則致三其敬(孝經)工三三三三

I

III

紀必欲 11500 EOE HI Ш

界(之教二人射,必志二於敬)×孟、 惟聖人然後可二以 四三十 iti 為一裏放以」愛為一事」母之孝一也 在二其中一矣事」母之孝愛為」表敬 言」愛則敬在二其中一矣言」敬則愛 I二充、三二

敬寫補筆本と其の性質 (孝經 聖人因 順(孝經 放以」孝事」君則忠以」敬事」長則 敬為三事」君之忠一 事」君之忠敬爲」表愛爲」裏放以上 し嚴以数と敬因」親以数」愛 I二元、三二 日日もの、当日 I二〇、一遍文 I二元元、三二

陈

告子上)

けらると部分を斥す

I デャーへ、阿OE

大玉、六八、九大、二七五

は其の能識者くは考註證と名づ 論語郷黨督蒙は正文にして製傳 뙍

形色天性也、

心形(孟、

虚心上)

放 朱子晚年言敬字之義惟畏字近以 不少愛三其親 五八一、五八二、五八四、六二九、六三一 而 愛二他人」者謂二 I大九七

图 123

間門之内具」體已乎(孝經

問門章當。措言之

12

揚名章之首一

IXOX

1、九、二九九

合所然中一節上

水

131

ケ(ゲ)

揭示場

之悖德一不 詩云(周頌敬)敬」之敬」之云々 道二孝經 者間三之悖禮(孝經)工三一、高七 以敬者寡而悅者衆此之謂二要 敬二其親一而敬二他人一

門門之內夷偷肅穆如

レ無三人聲一

V生

IXOX

文: 而門門章尚在二廣揚名章後一 元傅云七生著二条經督蒙一從二古

愛之極為人敬敬之至為人齊

I大九八

I二元、三 四六、二

爲三人臣一止三於敬 (大學)

敬以立三人極一則惟鄉用二五福一意 以廢三人極一則惟威用三六極 I無三、至空

嚴也親也敬也愛也 有二大小精粗之異二而已 非レ有レ二但

敬所 "以存二主於內矩之德 而萬善從」之 敬本二子愛一愛之極為人敬一敬立 生二于心一恭為二敬貌 工元二、三七 疏云愛出三子內 一慈為二愛體一敬 I二八〇、三四七 世

根本也(大學或問 朱子日敬者一心之主宰而萬事之 成以終者也(大學或問 朱子曰敬者理學之所二以成之始而 所」謂敬三一人一而千萬人悅之敬 敬者順德之敬發而中」節之和經 I二大六、三三五 I六品 I大九 I六四

丁二八七、三五九 仁愛の惺々と收斂して一物を雜 敬神思想 へざるを敬と名づく

II NE

敬者是三天命一尊三德性一之謂也

經 經 曾子後二明聖經一之意上以記」之 韶二後世一其傳則 曾門之 蔣賢取下 先」之以二敬讓一而民不」爭(孝經 を知り得べきもの 敬神思想の如何に濃厚なりしか 一章孔子筆二聖學之準則一以 V一四人一四人、三語 I 二型、川川O V回次

告之權 云々し 經に反して道に合ふを權といふ 經を讀む時に方つては須らく 須」求二心々融會之妙一工一天、一六九 不上行中必告二父母一之經上而行二不 經に反して道にかなふ、公、 注脚となすべし(言志錄) II 10公 が遭ひし所の人情事變を把つて 蓋經有」心有」迹有二訓詁一(中略) 當片得一聖經之主意一而體認熟上 窮」經之法(以二自虚一為)先而后 年公論、子罕末章集註) Ⅲ 三壳、三圆三

蓋經有」心有」跡 有二訓詁一云々 11三元

獸 月

逐で山

不

見

II

斯

谷師 3

fill |

沙汉 老

村川

15

額

0

筆也

慶安 朱子の

滌 高島郡

儀村大字

整

じつム經傳の

說に從 被代

0)

1

太田の

青地氏通

稱九 新

郎游

世に金勝

慶安といふ。

和歌

則以繫

玉因以為」飾者

佐(泰街 一祖基命錄

亦有

機述之孝一と言れ

慶山と申唐

点書師之

器

野寺十内と親交あり

VEE C.L.A

元

兒

能くし俳諧をも究む赤穂義

孟原子日

4:

117

平

不以祭二於鷄

五四大、五七五

元秀婆の子を穀

川四八一三九

「三九大、四三

學悟景人 医音篇 見三子易 FO!I

料書は 調 經過輸品 水 00 工一四人一四人 候川五八 「三、川九五

91

11

服三桀之服

師二架之言

Ш

M

行三架之行

是樂而已矣(告子下)

解成

書

I , 10%

窓樣八小 窓公に英

啊

V

全

1111

W.

(')

君

: i:

I.e.

I

血

血 H 11

血氣心勞

Ш

一一一二二、一七九、五〇八一〇九

料學 を忌む 經書の文字 他 1: 紙に 雑ること I V [/4]

傳之正 經傳是吾人明 經也 説をなじ 德之 之注所明 大學を 德是

> (大學 似新

的

1:

F

以上

恭

mj I

比從之

I

これ、元六九

玄佐(姓氏

不明)(与州

言斯

П

」道行斯

川樂子彩

初几

11

一心心

區別を存する事は 結 桀村 桀王. 結 胎 純熟學

III

二五九、四〇大

III

12

是以 君子 有三絜矩之道(大學) 胎純熟 を併 せ看よ) Ш

此 11 J 學 短之道 (大學 I香兰、无土、

元亨利良の 旗 元 几 Hill n 元氣 0 儿字 业 0) 114 7: 德 常 I E 川東地で、六二〇 川田はい I 五七

元人李仲和の節 Ш 三三五、二八十二九、二六五、四九五 VHOR 

定卿公 V二尖 小 111 -j-Shi 人

4. 支配 族弟玄庵請二示一聯句之格一工一三 元和 帳 v

念宗

心心

易損象

1学

選上其改一過

言忠信、 無怨思 育滿三天

行篤敬心論

衛銀公一思

(易征象

玄冠考 玄州者對 主女們 算之精爽者也 一為 Vist. 者上一 一九七、二二二 I I

子口是何言

ShiL

是

ful Ti

與言之不

通也一年經

玄學來 育)玄同(字子德號 三得庵 II香厂V高 III 七十

見們 學不」依二五常一見性 玄以敦祥 玄德寺過去帳寫 玄德公(姓氏 储 不明 雅 II 或不上與 V V IN TI. I TI I

見性 113 见 は 見性之標 す 成道 以一 0) 到性 的 的 茶 III 見とき 11 見 性たが I 八天 江流 I

1.5 .45. il マ四六

孝子之喪」親

哭

不

偯

殿無い谷

成

不」文(学

紫

I二九四、三七大

下一無二日 一分

過

一行滿三天下

大ん、二二

太平 - | -76. 1117 1) 京村 Fi. 作 H 11:

柳屋 青山 四戊 1-13 一人三、二人九、二九四、二九七、二九八 年三月 .斤 衞 Hi. 版 H 初家 V一六 1 3 11

是液 言願」行行順」言君子 入者亦悖而出(大學) 111 定則 1 1 朋 学 不上的(中 Mj 书亦 1/15 情: 胡不二慥慥 Ihj 1 五三人、五七三 I二二、量 入貨幣而 H 一

阮 元 7 彩 护 疏 校校 勘

阮

國 言前

有」道其言足三以與

一(中部)

查 人之彦理其 心好之(大學引)

ᢠ 心浪 華 0 聞 人)兼葭堂木孔恭 五四、五七四

你 本服 所 而 界 」 失 」 之 英 C 中 **输好** Щ 頂 法 Rigi E 止得す 棚 V四公 II # 川三元

翻

飨

M tif 原婆(論、憲問) 則智之理便應云々 将電陳氏日如二好酸美惡之事感 原辰秀才(原田知辰を看よ) 一大臣 一則不」眩(中庸) I 大四四、大五五 1110九一三五 V公主、二三王 II I 檢 孤

原人(一名人經

幼名原藏(藤樹先生) 持敬圖說原人藤樹規 鄉黨啓蒙翼傳)原本 原 人特敬圖說 I 110、11四、111中、V110、11四 I元大 コペ

(先生自ら惟命愿不能子等の 学を使用せられたることなし) 原 本 ヘショカンゲンポン I 图○三、图 七、图八—图第 丁四七五

伯牙破 嚴遵無氣堅水至(易坤) 現在の心欲に不」動物に不」滯時 一學絕 · 粒(呂氏茶秋)I公 川二完宝 V Ith

17,8 郊

の木體 溫和慈變成恭敬惺々成の處良知 一一四一一四五九四六 丁三九〇、三九三、四一〇、 臉 施

現在當下之心不」動二子欲」不」 3] ケ(ケ) 訓練

の學術 遣隋唐使の所三傳來」は其本漢儒 源兵衛(淵間 現世安穩 則心之不體也 潭:于物 慈愛恭敬溫々坦蕩蕩者 山を看よ) Ⅲ三九、三西0、三八三 Ш マ悪人と II E V EOX

義者宜也尊、賢為、大(中庸) 一中庸 親」親之殺尊」賢之等禮所」生也 (九經)尊」賢也(中庸) 五一元 I

V

賢者過」之不肖者不」及也(中庸) 聖希」天賢希」聖士希」賢 命(大學) 見」賢而不 君子賢三其 レ能 賢 一而親三其親二(大學) 學而不以能以先 INCINE I五一八、五六二 V三宝九 嚴

關する問答)

11二四三—四五、咒

(初學も權を準的とせよ)

賢母の 賢人田台、10三、一八一九、二人七、四10 表一明賢人君子之迹二 例話 Z ZE 四四五四大四十四二二 一七、四三一、四三年、四四〇 Ⅲ四0元、四10、四111、 川二公で、二七三 V

憲章院嚴篤應惟恭大居士 源 小人行、險以徼、幸(中庸) 五一四0 加藤泰侯 工三二、五一二二二一次、六二一人四 V

櫙

滿招」損謙受」益(書、大禹謨) 謙者德之柄也(易、 慊苦劫切 繋解下) I 

謙與」意相對

I I 1一だ

心之虚明此乙謂」讀

謙は 謙は所」謂德の柄なり(易、下繋) 不二自滿 也 I一北 İ II

謙遜にして陋劣なら 驕各之邪滿目消謙德之光輝日新 謙叔の遺命 藤樹先生の風丰) VI六 I マ悪

工

告之權 異以行」權(易、 (孝經) 會子曰十目所」視十手所」指其嚴 是以其教不」肅而成其政不」嚴而 祭則致三其嚴(孝經)工三四、三三 不上行下必告二父母」之經上而行二不 治其所」因本也(孝經)工三(0、一一) 孟子推二明大舜處」變之權一工一会 聖人因以嚴以教以敬因以親以教以愛 聖人之教不」肅而成其政不」嚴而 繋解下) 1四二 工二当、馬中 I五五、五六 I二八〇、三四六 I一交

> 權道 太伯之斷髮權也處二父子兄弟之 (淳于髡と孟子との 權及び 禮に 權は時に措の宜也 本末之先后有三權存 權は聖人の妙用 (權と神道 夫時之一字慎節之權衡乎 惧與」節其願養之權衡 與 、經と權) 権についての誤解) 川三八一四 權は道の總名) |而用」此得」中所 ||以為二至德 Ⅲ二三八──四五、二五〇、四八九──九三 Ш 二四三—四五、四九 一焉 11三八、 11二三九、四九 I四四九 I四四大 三

術數 悉皆無」不以 I

體用一源顯微無間(程氏易傳序 顯德院殿圓惠明公大居 出二於吾儒 異端曲學權謀 管商之權謀功利 異端之虛無寂滅俗儒之記誦詞章 加藤泰統 Ⅰ六六、Ⅲ三七二、四○五

顯

電體蛟龍魚鼈生焉(中庸) Ⅱ100

黿

藤樹先生全集 從之后 1-コーゴ

J ("")

15 子何 泛嫁者 (大 I写二七、玉六八

英」知三其苗之碩「〈大學〉 有之日人英 加二其子之思 TE K.

於父一臣不」可以明中軍二於君 故當不義 大子之愛 一而不 失二中和之真:此之間 口親命也是 则子不 レ可二以ルニ分 故愛三敬其

(学經

1二九三、三七

宜真家人八大學) 詩云桃之天天其葉奏々之子子師 不上思上子為三我子一而我為品謝子上 不少待(韓詩外傳 樹欲」静而風不」 JI: 子 I 五三一、五六九 欲人養而親 I

あれば泣、 子なければ不」泣

」求二乎子」以事」父未」能也(中 II M 正

小 小池七左衙門(諱常矩) 小島七郎右衛門日開二、門三、V九 赠三小鳥氏一花水 先生妹夫二母、 11 三元元、四九 V

小林君(大洲大坪流師鏡の家)

丁里九玉、玉九六、大〇〇、大CEI、大〇四

職三人職

ン之類不」足。以

1一流七、四四九

112

下總古河 古賀精里 古賀淳風

> い四美 V

陽

DJ

11)

區別を存

古初 古藤吹起卓真風 古津友真(讀方不 古鄉 有三古藤林以木書院之名實由」此 古字略字俗字表 の母十年以來 明 人住 II 10,1110 V五元 V 11五八 V心

先生 文一而間門章尚在一廣揚名章後1 元博云先生著二孝經啓蒙 孝經啓蒙は古文を採る 孝經考にありては古文を斥けて 共講、業内以號、馬 家有一古藤樹一乃改 庭前有三古藤樹一諸生因 今文に從ふ〔要再考〕 書院 稱三縣樹 其下一相 I形じた 一死七八 1 V

(今文学經及古文孝經 先生の態度に前後變遷ありへ藤 古文孝經と今文字經とに對する 學源流考參照

古今集

かでは なれ遠國へ参候事云 V型

**近井閘洲** 古本大學旁訓 ことを確定す 古本大學全解が先生の遺著なる 五八、九、一つれ、下三九 I · VEL INE

學問門

道只

五事上

に在て力を川

H

也(孟、 沉. 戏 (五教者)父子有」親君臣有」義夫 开. 五. 戒 為一定本一 三綱領之宗旨意是皆以三五教 姑 有」別長幼有」序朋友有」信是 心地評 膝女上) I II, III Ш Ш 三十〇一三年 I III

五行 **元** 五教 五般不」成(集計 fi. 孝一八年經 元刑之屬 = ·f· III inj 别出 英少大二於不 10、1次0、1人七 「八五、三元七 四生-100 L

III To 被

泛 也占少孝經還行此感應 心理心之感應以三今女之正真

加工

説を奉じて古本大學を信

する事は 110 I类O 洪施學三五事一以統 天道は五行を以 五中(視聽音到思三論、 五事を根本とす て本とし人道は Ni. 11 111

指で云 物は非 Fi. 北 Ti 二視聽思二古 11 犯 1 8 視聴思の五事を 洪德) 田門、置

古本大學全解 古本大學 朱子に從ふ じつ、經得

I至○二、至○元、

物は事也視聽 言動思の五事也 Comil

./i. を立るに在 五事の非を格すこと大本(明徳) 非禮之 格 して 知二 致る

格二五事之物一是格物(東正堂)

ŋ 五事は萬事 の根本善悪の標機な \*

五者備炎然後能事」親(孝經)

下之達道也(中 五者(君臣父子去婦昆弟朋友)天 (吳) 无承事 麻 正金

エニル、川岩、田岩、田岩、

四四

| 總索引用(前) | (宜興の異願山陰騰によりで子   | 元 職               | 五倫と五常五典との關係 皿夫 | 一:01、104、四元      | 五倫工學三、正在、岩一 | 无福 亚三三一天         | 100               | 一忽七情持中和再忽五福指蘇练 | I                | 天德山」此(職)明、五福山」此得一 | 五個惟願賞六極惟願用 1三九一  | 五醋惟影響                 | 五幅六極一書、洪龍一丁三、八六、元矣一 | 一八八四八八八八八五五八三五九八八八八八八四 | (五備之孝/敬・樂・憂・哀・嚴) | 五条の人品 川一三    | V三盖兰           | 五典十義 丁二三、田岩、一〇〇、 | 元典 山岩-101、四名    | 五帝               | 五性分釋圖 I 公置、V 光  | 五州 国说 一天二、大元、大三、太四二 | 後學立一名亦一編奧        | 五性之條分乃相」師之道爲二萬世 | 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. | 號 11 元常    | 仁義問智信者萬古不易之理也故一     | 性即元常也五官自住也 工為三一   | (元成と五常の比較) 田 三一量 |
|---------|------------------|-------------------|----------------|------------------|-------------|------------------|-------------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|---------------------|------------------|-----------------|----------------------------------------|------------|---------------------|-------------------|------------------|
|         | 後生一大事なれば今生猶一大事   | 後生善所 Ⅲ三九、园九一西、三二  | 後後家そだち         | 胡亮の妻賀氏の妬毒 Ⅲ三品─―宝 | 胡培肇の儀禮正義    | 初则中<br>V 空       | ■ 四四十一四八          | 胡泰の母残惡の報をうく    | 胡仁中<br>V 空       | 胡康侯               | 初胡敬齋             | 枯 有下守二枯寂一為」學者上了九、1100 | I 大四四、大元〇           | 虎 蒙引日虎狼之父子仁也           | 見見玉氏             | V            | に感通するの義にて御座候   | 率性は固有之天真に率られ自然   | 間間有の良知工質        | I 五三三、五七二        | 孤 上恤」孤而民不」倍(大學) | 三人王,四二、四二大          | 姑 姑息の愛(尸子及禮、檀弓上) | 吳幼清<br>V 交      | 吳二克 <sub>ム禍</sub> I一石                  | <b>昊</b> 二 | <b>男子の兵法 皿三老、五三</b> | 異行の母              | を得たりン 工夫へ、元の     |
|         | 1 00             | 號 譬如山琥拾山芥(易、乾文言疏) | 鑑              | 自」昔湖人好著二僞書1江源武   | 論之          | (孝說)為二之論 誤矣湖學紀聞詳 | 湖 懶齋藤井氏作二先生傳一乃引」此 | 梧右             | 梧 梧遊筆記(建仁寺僧也) V補 | 散す                | 御領君無二御許容」無二是非一冬雕 | 御奉公書(加世八兵衛) V三0       | 御奉公書(中川來助) Vニス      | 罷在候                    | 泰中何卒二三輩御馬參仕度希存   | 助殿へ御訟え云々 V一売 | 對州に被成御座候御嫡孫中江藤 | 御神號不川郎閣下筆 Vニモ    | 御笑止千般絕二言語 V三四   | 三異義一超年仕候 ・・・ニー   | 爰許御祠堂御安康に次に面々無  | 御加齡云々V四九            | 貴境御祠堂御安靜諸君彌御淸福   | 御 御一家衆御茶湯御振舞 い補 | 悟 悟道 工 三                               | 後藤右兵衞尉 Vニ三 | 作候。                 | 今生後生一大事はたい心に御座    | なり、マニカ           |
|         | 公                | 公公公               | 四              | 整摩               | 鯉           | 顧                |                   | 学.             | 顧顧               | 護護                | 瞽                | 瞽                     | 上                   | 瞢                      | 警 悼              | 語            | 話              |                  | <u>A</u>        | 語(証              | 則               | 摩潜                  | 盤                | 今               | 基                                      | <b>基</b>   | 簡簡                  | 鐵                 | 琥                |
| 三五      | 公藝服三食查滓一猶且親三睦九族一 | 公案                | の海まで吾家の内 五三0   | 露もかもなき身の中の直ければ   | を感得す 皿売の一四三 | 軒先生 V一三、四品——五六   | VIIII             | 堂神位櫝面等に見えたり)   | 顧軒(行狀聞傳門弟子詩文集祠   | 護身法 『記言、記一        | 瞽博一(又一市に作る) マニカロ | 瞽之隷」官者 マミスの           | 丁严                  | 瞽瞍豫をいたす云々(孟、離婁         | 悼」瞽友玉井子早世-Iや、V高大 | 語孟           | 語錄解義<br>V追言    | 五一0名             | (語學教授に於ける分解と綜合) | 〈語學教授法〉 Ⅲ一0%──0九 | 則義之理便應云々 「六四、六三 | 潜室陳氏日如三嚤爾織爾之事感一     | 盤是也              | 今に大洲城中廣間にある處の碁  | 基は一番にうて<br>II 元名                       | 一番         | 々間成<br>V四元0         | 鐵を取る(易、乾文言疏) 11一三 | 琥珀は必芥をす(ひ)磁石は必ず  |

D

義利公私の辨及び 道 功 531) 至三於九世

孔旗至樂 口碑傳説を取材する所以 口耳訓詁之學而不」知為 無一怨惡 (孝經) 言滿三天下一無二百 金 公孫 如一稱二孔子一稱三大 公明儀(孟滕文上 于伏羲| 中二于文周| 而成二于孔 孔子素王之孝) 太伯之斷髮孔子之鄉服 憲像一以三易象 為一體要 (舜武為) 君之孝 一章 孔子等二舉學之 準則一以 稱而其人難。知敢也 北川日 公孫丑上 何川 周 言 過一行滿三天下 公為人相之孝 然之弘 一科も子川皆 1三九、一四 「二大九、三二〇 一則始二 V I I I I ·is I I 々 H St

孔

五之志二孟子之 知言養 氣成二子 孔子之鄉服製二水土 (孔)夫子之不」職」短熟三於十有 安上教三於仁一也 四六二二、一一、一一一、二六九、 一之事而所 I I

> 孔子 孔子夾谷 原壌の脛を の師 中 10—二、三大、二人至 川北一八

(藤树先生全書)甲本 孔孟 孔門の學徒が政治家としての本 孔明へショカツョ 心傳を説く ( 藤樹先生王學 孔子之沓 孔子の物々へ論、 孔子の教育 孔子と軍法 圣 鄉黨 ウメイを看よ) 競明し Ш 孔孟の I SE V V. VEOX III Ш

II

甲陽軍 不上指三其 正三其義一不上謀二其利 功 一(董仲舒賢良策) 一明二共 III 元、::Oil 道

1

及三其 利為4心一行二仁義一而功利隨 聖門非」悪い功利:但不」可以以い功 功業顯然之迹 功の説 功過格) 成以功 也(中 麻 四三六一号 V. 11 工一会 I

Fi 告者周公郊三祀后稷 祀女王於明堂 以配三上帝 有乎 心一三於報 俟」命者也然則何計二功利一之 本一而 無二伦求一則所 以配」天宗二 I

明人江元祚(孝經大全を併看) 江君宜伯墓誌銘 后稷(薬を併看 (明江元祚誦經威儀見三於孝經大 I二大、园 四二、一一

好

示」之以三好惡一而

民知一樣一學經

江陽

江州小川と申候所師之居申候舊 江氏旭奇孝經永疏 江 借問江西書院客先生知己幾人來 江西學派の 江西小川講堂之會約 云文 西書院聞名云々 西學術四方鳴 先生祭儀及祭禮 一特色 II Alo, Vilos で一つ、一八八八八八 V五六 V V I天五 Y V 追

感三奮于天子庶人甚是修身之句 江西山野 (江西門下一 吾藤樹先生崛上起江西 江西藤樹之下 覧表) V 僅 14--14 一一歲 V

之功利」者也養舜之治非二功利」

惡一功利一者欲」合

得

正悠久

I 型 IJ 江府族學之 TI 山淵岡山既に江戸に於て誘學せ (藤樹先生直門 諸氏即ち 省夫

111

好惡の執滯(是非の素定) 好惡執滯(明德暗 好悪即是非の遂なり 好惡之執滯是非之素定 喜怒即好惡也 (本體の好惡と意念の好惡)Ⅱ四 树 11四〇四、五九二 I I

好格套 答」族弟好古(右門)質問一(壬午 好惡之執滯 の汚染なし 限鼻の好悪のみ自然に田で後來 TI 三九四、四CO、四二O、四五七、五〇一、五二 V四年、二章 I II ES

好生之德治三于民心二(書、 副二日謙(大學) 如心思一思臭一 學) たる情欲なり り此をよみして妄なるは氣に動 好色を見てよみするは性の欲な 有少所三好 樂川則不上得一其正一(大 如 好三好色一此之 I 玉二、玉五八 I 玉二四、玉六六

三六

V回回、四三九

|      |            |                     |     |      |       |     |     |    |     |     |        |        |                               |    |     |    |    |     | 7%    |         |                |       | 95        |      |          | 7     |      |    |
|------|------------|---------------------|-----|------|-------|-----|-----|----|-----|-----|--------|--------|-------------------------------|----|-----|----|----|-----|-------|---------|----------------|-------|-----------|------|----------|-------|------|----|
| 胎ち   | 精考         | 明衣                  | 生"位 | 流大   | 帷裳    | 佩步  | 衣裳  | 色号 | 行行  | 心心  | 位考     | 71-    | 公田                            | 九  | 擅步  | 大夫 | 朝号 |     | 步胜    |         | 九年             | 福     | 行人        | 光    | 光        | 光陰    | 119. | A  |
| .)   |            | 八ち                  | 七   | かり   | お     | ,   | 36  | ,  | ,   | 15  | -19    | 党方     | 門考                            | 命考 |     | 冷  | ,  |     | Bu    |         | (1)            | 術邊伯玉  | 行人臨」發义刚」封 | 光照析  | 光明赫奕たる本尊 | 如     | 1.   |    |
|      |            |                     |     |      |       |     |     |    |     |     |        |        |                               |    |     |    |    |     |       |         | 化              | :Fe   | 發火        | 號    | 災た       | 如少矢性命 | 心機   |    |
|      |            |                     |     |      |       |     |     |    |     |     |        |        |                               |    |     |    |    |     | T SOP |         | 知る             | )行华五  | IM        | 100  | る本       | 命     |      |    |
|      | 1          |                     |     |      |       |     |     |    |     |     |        |        |                               |    |     |    |    | 7   | 12    |         | 九年の非を知る(淮南子原道訓 | marka | 封         |      | 炸        | は無無   | 大馬   |    |
|      |            |                     |     |      |       |     |     |    |     |     |        |        |                               | ٠  |     |    |    | Ivi | I     |         | 199            | にし    |           |      |          | 100   | 13.  |    |
| I    | 1          | Ţ                   | Ī   | I    | I     | ï   | Ţ   | I  | I   | I   | Ŧ      | Ĭ      | 1                             | T  | T   | I  | I  | H   | 1-110 | 1       | 原道             | で四十   | П         | 1    | II       | 珍丑    | 111  | I  |
| [25] | IZGI<br>/\ | [25]<br>[27]<br>[E. | 1/4 | [ru] | 1/1-1 | 124 | 111 | 点  | 三四三 | 工學元 | I<br>E | I<br>V | <br> <br> <br> <br> <br> <br> | I  | 1/4 |    | W. | 光   | 0     | I<br>H. | االنا          | +     | SEIT S    | 1000 | TI MOZ   | 玉人    | 12   | 14 |
|      |            |                     |     |      | 合     |     |     |    |     |     |        |        |                               |    |     |    |    |     |       |         |                |       |           | -    |          |       |      |    |

負版考

雷考

式考

尸考

朝紳考 侍食考 惟与 杖ち 你內巧

I

鄉飲治考

I四六九 I四六五 IME大

(齊必有三明衣二云々)

此一節記二 1二八九、三大七

莫昭著而不」可」掩

鬼神疾格享二祭祀誠敬之孝一而台

上老」老而民興、孝(大學)

大子慎,齊之事,以明二合莫之道

三金

艇考 樂考

服考

(郷黨篇と孝經と其篇次合一す) 孝經と小學と其の旨合一す 考終命[五福の一](書洪範) 1天公、六三七 I四〇、六宝 四三三三至 I类二、六三 I 五七七、五八五 I五大、六〇七 I毛汽、五 I六記 五元 I四九九 I四九 I四九一 I四九 I四九 I四公四 I黑二 I型 I四岁 I四地 I四尖 I四岩 劫 考 抗 長一的 (孝經) 抗拒傲慢的根苗便是會,,挾二持官 所」謂助 有二人見爲」孝而神見非」孝者」 其實一而已 就二德愛之親切無欲處一之謂」孝 就二德愛之至公無妄處一之謂」仁 不」匱(禮、祭義) 終始,而患」不」及者未二之有一也 放自二天子一已下至二庶人一孝無二 非」孝者無」親此大亂之道也(孝 要」君者無」上非二聖人一者無」法 有下一時稱」孝而不」能」高二千古 理不少外二一孝心」 非一移」孝作中忠言所二以忠中君之 (引禮記禮運 禮記云小孝用」力中孝用」勞大孝 順(孝經) 放以上孝事」君則忠以」敬事」長則 I二五、二六、二七、二八 上二十一二十二十 耳川地の、川川 I二八至、三五七 I 三九、五四 I五七 I V I四四

四書号

(和文)大學考

大學考

孝經考

首經考

爲三人子」止三於孝二(大學) 夫聖人之德何以加二於孝一乎 (孝 有二似」孝而非」孝者」 I六〇、一面 I 五三二、五七二

天地之大德日」生人受」此以為三 孝之全體雖」充二塞于大虛一而其 曾子日甚哉孝之大也(孝經) 父母一孝之終也(孝經) 工二至、三〇九 立」身行」道揚二名於後世一以顯二 無」不い由」孝生 孝德| 故天地之化 育聖人之教化 (孝の感應) 上三十二三世 IEI三、五六三 I HOA

之故 之至大一無」所」不」通也 之中一雖二天地有形之外大虛廖廓 實體備三子人一而感而途通二天下 (孝之全體)不…啻光二於四海有形

其(孝)本實親切者仁」民是也 孝之始也(孝經) 身體髮膚受二乙父母一不二敢毀傷一 丁二六五、三〇九 I二九0、三六七

I 元

於立口身(孝經) 夫孝始二於事レ親中二於事レ君終二 孝义為三五性之本實 Ⅰ二六宝、三〇九 I型当

總 楽

ij

H)E 12

四書の大片合一

7

書合一圖說

此(孝)是三

才之至德要道生人天

先生全集 卷之五

孝以一个問 (学經緯)接神與日孝在二渾池之 上版学第面) 稱」孝則喜稱一不孝」則怒且愧(廸 地生人生 属物 只是此孝 也 1 X 「ない、は、川川 孝弟臣此孝中之 別 1二九、一日、二日 序 信持山、親 「八九九

配口天則周公其人也(孝經) I TELLY

孝莫」大二於嚴以父嚴」父莫」大二於

端而已

I二人七、三大

也(孝經 子日夫孝德之本也教之所三由生 夫孝人之經也地之義也人之行也 I二公式、三〇个、 工尖

教に民親愛」英」善二於孝二(孝經) 子日天地之性人爲」貴人之行莫 孝者天性之殊稱也 三於孝一(孝經) エニゼ、電気 I 五二六、五六八 INTE

孝者所二以事」君也(大學)

Ш

二五、二四五、二六七、四九

【二八六、三五八

学を忘れて孝至る

日的八九 11六五

女子の年 別好への孝(シ

III

いっていってる しん

府里 馬克

二切下を看

よ

○一勢の心は 郊社 名づく) 家ごとに孝子 孝、孝行、孝德、 孝心 事; 者也(中庸 大孝者善繼二人之志·善述三人之 便 孝に情識の孝あり不性の孝あ 仁に至るの工夫者に て孝と云 敬の至徳を施すを孝の不とす .', 七七一人た、二六一、二六八一七三、三二七、 祭は孝の至 三二一年一四年一四十五日 川い 川さ、四人、マニー 發露より孝と tole かり Ш ) II 丁た三、一六四 公公、大大、 11 晋 五九 II M H IJ

孝は人の 孝は親に事ふる一事にあらず 本 ic 四三二一三 川合

諸侯の 天子の 合英心不(間、 庶人の孝 士の孝 卵大夫の 五等の孝 軍陣に於ける 老 李 心迷 四一年一一路 Ш 次、一日 山中 川八五 三三 三 Ш 明ら -6

全孝の心法 子孫を教育せざるは大不孝山 Ш

之片 然造 らざる珍什 となせる先生に在りて缺くべか 孝を以て學問の骨髓道徳 以語。良知一者決非三王子 の全體

語:也(德本堂) 謹按孝者德之 本是取二於孝經之 孝唯將三一母 孝の實體は心父母を愛敬 至孝/矣 先生之於一孝至一死 IJ 不レ 變 **ふ**するな 下門二 V E V

孝: 經 非逆の報 一書孔子手著(江氏旭奇) III 二九一三00、三二、三二一五

几之礼 每日清晨 鄉氏日孔子恐二道雕 知二根源 故作二孝經 以總三會之一 不力二語云々 此(易簡)篇引三孝經 作三孝經一之人 FI. illi 书: 本祖 (詩) 邶風 散後 可以後三平 I 五八五、五九三 世英山 I I玉九三 I黑人七 I

> 制與則 新半網馬 九經之首

-13

石炭水經 國語学 元博云先生著二孝經啓蒙:從二古 朱文公孝經刊誤 行出并經 文: 而間門章尚在: 廣揚名章後一 字經阿二個 养坚 11: 1: 加 嚴 I Iエ九八 「死た七 I五八大 I I

考參照 孝經啓蒙の初稿本と定稿本 孝經啓蒙(定稿 半網路蒙 初 槁 本) 一藤樹學源流 I 1二九九、三つ三 二名、こと、そへ

(孝經啓蒙を著はす) **矛經際蒙** 岡田季該筆寫)孝經啓蒙附解本 下二三、六二、九五、二〇八 日には、一日で、一日

江氏旭奇孝經 蔣氏孝經詳解佛考 鈴木業嘉氏者子經疏 (司馬溫公)孝經指解 **苟昶孝經集** 疏 於疏 エニなの、川二四 Into I TO I五九五 I

半經 年照行 府之游彩 1二八五、五八五、1 一元七人、五九二、大三一 四五、大〇

明江元祚孝經大全

602

子和尚打 分都は引はる 1 写小い現行す 九二、川

**孝經小解、熊澤蔣山若**] 孝經藤何先生語園書之寫 の何際を知らしむ 料問書は 決院に V 九八、三九 於ける TION VEL

孝經

1111年、八〇、八八、一七六一八、二六四、

孝紹小學之於三七 田季波 三四門百骸 筆旗澤 一是以名二首 經四書 非 山著孝經外 IIXO, 行 い三九 III

五八七

(小學情裁 (何体公羊傳序引二孝 經緯 鉤命 孔子日香志在二春秋一行在二孝經 小學合 一桌二於孝 1 天五、五九二

(箱類編 一同子紀 火做 心心心 明法|梅二孝 一半經 天七、天九 **小經之**理 I

子經外傳

子經日

孔子日春秋品 1.5 柳何、 江江 小學は 南半 \*11 其 100 I 五七、五八八 の條目な 多 「たんん

孝行と変

111 高一七

と明々徳

孝行即ち天道 慈亦孝行之一端也

孝行即ち儒道

13] 7(7)

> 孝經心法 孝經に四段の数 潘添三何 論五典一何 に得る所あり 孝經五種 孝細非 特開: 宋孝道: 而已上過二 学 大 一日 光經 歸三清之於孝綱二丁天九 0) 心 江 を講明し大 丁大:0、六三五 工六六 Vニ九九 11

> > 孝行の要領係 孝行の本意

目

11元ー六、ヘニーーへ至

父之愛」子本所॥以 無」所」不」通 持三部孝經及感應篇 孝經を讀で一毎朝拜誦 常甚尊二信孝經|嘗爲三諸生|手書 孝婦[人名] 明の代に孝經を守る人多しⅢ三 (吉備國學を併せ看よ) 此孝經江西藤樹先生之筆蹟 為三小軸一令三各佩三牌之一 孝經發端の章に忠を說く 孔子孝經を作る主意 孝通二於神明 光三於四海 二大七、二大九、二七人、二九〇 本三其 Ⅲ三公—六 親一也放 V四六四 V 三 V V V上五 川究 皿 ti 廟號率 孝忠 孝子 孝順至道之法(梵綱經) 孝順事實錄·三綱行實 孝慈(大學) 御員蹟孝字並釋 大夫加藤子此度深 孝子節婦 言不」文〈孝經 孝子之喪」親也哭不」

用二孝諡 での輩

選」士每先二孝

Ш

三公一六

孝悌論小川氏本と孝經啓蒙書院

V二元

寫本とは同

一人の筆寫に係る

~附屬之

下 學問之道仁而已仁之道孝弟而已 **堯舜之道孝弟而已矣** 無」所」不」通(孝經) 孝弟之至通三於 光三於四海 (温) I二六九、三六四 Ш 11三つ、景の 10四-04 I型、玉 告于 I

I六、高

川一曼 III EEO Ш 七四 **特**處 (孝悌神明 孝弟便是仁根之第一透露第一勃 の加 護

I元、五二

(孝行の至極

孝行の福

德

考不の問題

考究が人一人之不一一部

I EL EL III

死生之義備矣孝子之事」親終矣 會三於此 孝悌 孝弟論 都不以外三孝弟慈二 大學一書自三齊家」以至三平天下1 今一二之同 志孝弟 を受けたる例) Z 三九、四七、五四、五九 餘 丁五三一 岩 眼交

生事愛敬死事哀戚生民之本盡矣

**依禮無」答** 

1二九、三八三

I二九四、三七六

孝行の報

孝的思 孝悌論寫本 孝悌忠信 孝悌論(卷之 想を 積極的に顯はせるも 川二六、一門、一当、一具 一参看 三七、三五、三八八、四一〇 II E

川四門 マ電 先師 I玉九七

I

四四

母」以端二孝之本一《江氏洪》工表六 惟我明尊號定 盜必加二孝德於聖 一貫切近之孝德 二於事口君者泛謂二孝德之感通

孝德全體充二案于大虛

(孝) 德變通之 1二九0、三次 エニセン、三元

三九

Ind A.

1-

初

ti

衙門

生义

播沙

後在京前名

元名友姓大神稱

- IN

111

一文名

## 樹 先生全集 卷之五 +

II / II

同2字山"德 闹 仁然之量 孝德本充二獨大虚一太 半德的 孝徳と佛性) 111 山先生(淵 外放雖三望人之懷 先生(諱惟元何憂人) 一一貫天地人 窮極は聖域 何に 岡山生 作 110 版 I ... た Ti 燃 V OE 米德 1 III 丁二二七 III 原 しく 所 114 いん

小致 Vニれれ、四

阳

111

先

11:

[34] 山先生書簡集 111 先 11: 川五八、Vニ 追加 V. E. E. 1 -10

生書翰築に作る に岡山先生 書館 义は 岡 Щ 先

111 に逢ひたること 山 111 [1] 山先生の名 の川 先生 自 先生の称號 らの物語 生地 と門人嘆称す V一三五、一八、三九、四 仙盛下り V V 初 V補 い神 V 母

伙 後 為三條 呼鳴 予謂侯(大洲 Tij 昊天問極 後世景慕者の観た 後學可以正 苗子 日悠々昊天 德 思 ri.E 侯)之行 B 三父 3 北 族 1. 17 一旦(小雅 工艺、三六 付 野商 III 先生 V 11 11 質

洪 {UJ (大洲)河野氏 尚也 3 洪範(尚書の篇名) 洪絕所」問題言視聽思五 洪氏「慶善」 地一之象上而象三天 上一後人間一者山下 H: 中之一 规 先天圖 (河道 加 先 也 其上後天卦 J'E 天 4. 11 Ilij 併せ看 五七——五八 正版 Nel [ 生三大 是 Ш Ш I 也 1/4 Æ. 14

洪範の 範身極等書 卦運數運之奉合見二易學啓蒙洪 洪絕與二五 九時 小以統 有一天道:有二人道: 一点 11 II In 70

皇極(書、洪範) **針運數運之衛合見::易學 啓蒙洪** 洪龍の九崎は五百年 本 トとす Wi. Ш 领 二五五、四八二 はしし大 正だの

> 皇上帝( 神道 III: TE 尺生一條 以 中之一規則大虛之皇上 1: 問見 12/1 1111 帝無 島上 诗小 州 神人四 以 柳 帝(湯浩)1 雅. Ilij HJ HE. 太極 上聖人其 1(1) 1] I.(九、大九、 [it] 道 TIE į į 150 下, 个, 几日 帝 揆 I 三 Hil 11:1 .... 1 113

上帝 天は 大處廖廓之皇上 中皇上帝左陽神右陰 大虚の主宰を指す所」謂皇 帝 鬼 I II 形大 I [/v] 10

I

1291

二體の 息上 作用を云 天は皇上 は皇上帝と名づく)Ⅱ表、たこ、一〇一 帝(商書湯 心は其 常 を云、 THE THE 0 Ė 命は皇上帝 计 字より 小雅 11:11 II TO 天义

皇上帝即ち宇宙の本 島上帝の 郊社の祭は孝の至 皇上帝は宇宙の主宰 (皇上帝と天神 道即 方、儒道 Ш 地祗 七一九二 越 K 他 14-110 V II 1. 1. Ш 14 玉九 四日

故無三郊類面行之 H 五八、五九九一六〇四 市 13 (1)1 郡 神

尺郎 庙 郊社之禮 383 Ihj 無對 所 以事二十 1007

-

1. 1 C. 3

.. .. ...

一并有三种明上,也於

排作ったとい

11 122

1.4

= 1 1.3 11 乔波 香節 皆得し行し之 脏 不城门 .', 過行 妣 111 IC. 1 I MA

公孫儿 沿然之氣指 公孫正上) 浩然之真氣在三大虛 |!!!**}** for ala. 問一治然之氣口流、 秦所 レ問真気の両 ĮII] Fil 天 道

高友會 高行八人名 高山道保居士(常省先生戒名) III

極三高明 高補(山 (殷の)高宗 ınj 應 素水)(子修を併せ看 道 113 胼 1 川売べ、V谷 勝 V四七六

高陽 高明 の杜昌の 所 以 中分 柳氏の妬毒 也 1 3 朋 丁元大

(大洲 (耕耘の醬) 神智 pill I 山道 111 111 111 -5ili 一川は 市郎兵衛 郎 翁 兵 福 稱 政 111 道 郎 兵 能) マス William Services トニスペ 7、3 1

14 0

M [31] 20 11/2 F LIS ٠٠, 100 因天 之此 小便 先賢董公等以 項羽 \$ 90. 康真周書 账 節二為 格物致知 氣象與二意味 · 毫檢 空災之所 康昌日克明 化(安兵 引三易線こ 并若一完脸 認以 引三易辞こ 差,之完格思以三千里一(禮、經解 W 11 向後有に定至 11: 14% 11 (所) 放惰 而辟焉(大學) 如 惟命不」子」常(大學) 衛近 倚 以保:赤子(大學) 11 心德(大學) 日五九、五六 1: 〒大學經中自二知 11 近 之件 11 III 都以 Ш 近上道矣一兩 二二六、一八四—八九 111 一黄氏亦取」 1 后, 五、五人七 一人大學) 1 五三九、五七三 説 心經經解 V I CO 山元炎 日六八五 Ш V In I い。 V 追 E 湖 鉤 136 楽 F.0 翹 鄉頭職 膠柱 先生 虚明如一鑑之空一如二獨之平一 鑑空衡平(朱子曰人之一心湛然 盡心上) 扶三植綱常於萬古 講堂地子之儀 清堂地子御免 調に、調 拙 廣善院殿頴峰義俊大居 記 豪傑之士雖」無二文王一猶與(孟、 黃直卿 致三廣大: 而盡三精微 (加藤泰武) に愛著せず 洲 先是本邑始有三黄鳥 先師御眞蹟黃島之養云々 下三 黃薇鯫生川田 前鳥北江丘隅 夫夏中養痾のため講釋休息 命之書院 に希代の豪傑なり 帝 世臣際大夫之室二 性顆敏豪邁 にして幼より物 一个中庸 水止二於大 Ш :1: 三国、V 交 V 電 II = Ш V四九 VEO. い四八九 V六 三 网 哭 告 記 藁 池

之風一 告(子)荀楊韓於二情欲已發之後」 鴻溝錄 長三國家一而務三財用一者必自二小 孝子之喪」親也哭不」依禮無」答 見」性 (孝經啓蒙)藁本(全書岡田氏本 告子は生之謂」性と云 宜」兄宜」弟而後可以数二國人二 (大學) 國書解題 國家中與之初天下靡然做二歐西 言不レ文へ孝經 或辨二致知之疑一或講二克己之功 萬苦百殃克己蠲 克己則可二以入戶德矣. 刺史仁岳宗溫大居士(加藤泰祉 宜三其家人一而後可以数三國 人」矣(大學) 或論二一心之妙」或明二萬物之理 孝經啓蒙〉 洪德院殿四品前兵部侍郎兼羽州 其元講堂之義諸事賴上候 講堂之やね損じに付云々 請堂不之祭禮 義高島同志中之御賴云々い一五九 年中共月在人名之行并不許有之 Ⅰ二五六、三〇四—〇五 ~一大六、四九七 I五三一、五六九 T 五四七、五七五 I二品、三七六 い四九七 い四九七 V四型 I V I. 宝 丁兲 人

國領子 戶田子) 答國領 答三國 (阿姆 答一國領 领

戜 國領太(太郎右衞門定公 答三國領太二 の御書附 答三國領定卿 領定卿(平馬)

國字書簡有三國領太者一或云太乃 國母陛下御使御差遣 藤樹文集題注與三國領子一丁三日 久萬壽を祈るが如し 我學を講ずる所國土のために永 送三國領子 (甲申作) 省三太郎右衞門 甲申春(义三郎疾氣 Ι 一五九、一八八 7 = 8

答三國領太八良右衙門〉 國領太郎左衞門 國領太(太良右衞門) 答三國領太二乙酉 答回領子(折節持病氣) 與三國領子1(定卿)丁亥夏丁三 戊子夏(權左、 丁亥夏〈權左三月末 丁是一、是党 乙酉春 丁四九 八兵、 五四九七

丁亥夏(十郎右、 甲中冬 (御病症 TI壳C

Vニゼ、V追 V三大

1/1

11(11)

欲 of. 1. 120 1 11: Ji: YE. 11 部 三其 湖 Ilij 1 た 100 ·C TE 学學 ritt 1/1 K 者先践二其意二(大 FIF thij 竹 liby 心 1. 11 1/K Ш T 以見(大學) 二二、二九、二〇 pit 1 j. も、三元、二九 火 儿 師 I 家 12

0

119 心之為 心之不體如 心 1111 JIE. 益、告子上 しい ihj 后少修 他門身 中的 H 鑑性衡 入無 大學) 心腹 115 7 143 I 災 胖 乙知二共 Fi. O Kin 二四、五六六 一大學 IKOL

水火之 ic. 所 雖一不 公 1 1 3 U.A. 不 り知 三三五、五一五、五六 レ遠矣 (高) I 八大

人之神明 元米 也 份 合 节其 所 Ihj 之前明 村 以 15 JĮ. 12. July 12. July 12. July 12. July 12. July 12. July 12. July 12. July 12. July 12. July 12. July 12. July 12. July 12. July 12. July 12. July 12. July 12. July 12. July 12. July 12. July 12. July 12. July 12. July 12. July 12. July 12. July 12. July 12. July 12. July 12. July 12. July 12. July 12. July 12. July 12. July 12. July 12. July 12. July 12. July 12. July 12. July 12. July 12. July 12. July 12. July 12. July 12. July 12. July 12. July 12. July 12. July 12. July 12. July 12. July 12. July 12. July 12. July 12. July 12. July 12. July 12. July 12. July 12. July 12. July 12. July 12. July 12. July 12. July 12. July 12. July 12. July 12. July 12. July 12. July 12. July 12. July 12. July 12. July 12. July 12. July 12. July 12. July 12. July 12. July 12. July 12. July 12. July 12. July 12. July 12. July 12. July 12. July 12. July 12. July 12. July 12. July 12. July 12. July 12. July 12. July 12. July 12. July 12. July 12. July 12. July 12. July 12. July 12. July 12. July 12. July 12. July 12. July 12. July 12. July 12. July 12. July 12. July 12. July 12. July 12. July 12. July 12. July 12. July 12. July 12. July 12. July 12. July 12. July 12. July 12. July 12. July 12. July 12. July 12. July 12. July 12. July 12. July 12. July 12. July 12. July 12. July 12. July 12. July 12. July 12. July 12. July 12. July 12. July 12. July 12. July 12. July 12. July 12. July 12. July 12. July 12. July 12. July 12. July 12. July 12. July 12. July 12. July 12. July 12. July 12. July 12. July 12. July 12. July 12. July 12. July 12. July 12. July 12. July 12. July 12. July 12. July 12. July 12. July 12. July 12. July 12. July 12. July 12. July 12. July 12. July 12. July 12. July 12. July 12. July 12. July 12. July 12. July 12. July 12. July 12. July 12. July 12. July 12. July 12. July 12. July 12. July 12. July 12. July 12. July 12. July 12. July 12. July 12. July 12. July 12. July 12. July 12. July 12. July 12. July 12. July 12. July 12. July 12. July 12. July 12. July 12. July 12. July 12. July 12. July 12. July 12. July 12. 1/2 12 英 工三点 FI! 11: Fi. 不死之 I'vi 二七、五六八 Mj 1/4 HIE 一心也 説は 心 () (1) 12

水 10 12.

也

者人

人

15

所

·L.

0')

C

= =

11

山山

部學を 無思者 心の神陰 个生後 有一善無思心之 無」善無」悪心之 100 だに 何平 指 11: 战 1-UN3 MIL [1] 加 はか (') 外と 大事 外 人 ; Y; 八儿 1: E 來 1= 體(鳥景文石) 體 % 邻 は 4 加 かっ 111 7--19 [/[ ナー -} 0) 10 14 7 1,1 iL 数川 11 15 なば MIN 1= 心其而 11 III に、た 11 11 仙 11 II Fi.

16: Mij T Y. 心之 體 也(到氏 人語) H

TT

れせ、九八、〇〇

無

指さずして 無」為は THE. 也とは 樂と云は は 本體 本體を謂ふ 心 微加 1: 0) it. 柳 记忆 750 體 無 絕對 il. 1 純 鍃 \$ 成江 7/2 3 洪無無 (1) 12 (') 衡 善を指す 日字 他 は 粉 选 fine 45 欲 1= 村 也 喩ふ な 對 11 九八、八八 1) 0) II. II 善を 無欲 五六 11 II 九九

心質的門人 4 智也上 你 は 180 粉 たし、 11

2

心は野気を 120 心 1: 心心 は は八本 計 The same 丹京 72 · di 机 . , 來)活 1.Lin 1: 侠 0) 惣公 統 14: 11) [[] て行 15% 身 1 1 L 111 it 7. H: int 70 感 ,L HU? 行 1/2 3 W. も FH. (') II 火 531] ,C. . , 仁一候 4 なく格 (') H 11 なり II II Est H [3] 15. E Ji. 中

-心にて心を訓詁 是外 心正 小小 や機は安 其 111 心水 心火 ill. 樂 却 な 於外兒之 Ш JI. 心 **FI!!** 平 J. 弘前 III III IF. ti 10

心 4: 如 111 A151. 11: 水 华为 來 MIG He V 四三人

J. 者即 心之 道(引流子 見在當下の 心心心 小 0) 111 本虚 好 物感要恭敬 15 4:1 11)] 0.7 1: 涎 15,1 此 日かん 公孫北上 心ボレ 萱也 是變 恢 15013 1314 1/13 弘 · Vi 本 是 آ 1111 的 41.19 17 13 1 -1-保々坦蕩 配二的队下 1: V. E.E. 欲 ini ini 1 I 不 V. V

- 0.0

員心心 Total 11 1. いた L'E 11 的等。 114 47 立人 1:1 I

-j-

I

心 书 竹 也 気之師也(孟、 拉 成 他之 加 之 桶 拉言 跨 -5-华之 Itij 334 公孫 K 11: Fifi 1: il: - j'--111 1: 沙之

·
大 法 32 E を作せ 人學問之 れば所 -F-小: H を 頭腦 い間以 看 竹 法 冰 則 1 W. t 长 书 Mij 3 水 心 186 心心 篤 也 1: を道 志なり(眞 Tit di II 純 WJ 粹 1-也 移し إإإ 必

志は 即 木 验 03 1 3 IL 131 () 711: 船 也

336 見之常 11. 不 志 近 3: W. Inj 11 ·M: fut. 1 1 Ut. 1/1 問心心 11: 简 4 者亦非二 15 落心 難し 追

判上 心心 行人 HI 13 他 1.15 木 51 15 1 公孫 thi 713 有終始 大學 -H: HE 近地 F: ic. 7]] I E 八、在九 5:11 FIL I 近 17] 2 助

舊事雖」有三大小 [1] 加 11: i II 1/4 而格也之則亦無以以 陽明大學古本序) 精粗之萬殊一而 \*

故諺有之日人英知三五 事は作為を指して云 华前定則不」因(中居 17 知二其苗之頭二大學 小所三以 辨」致也一中雨 子之思 II H 11 11 .Fi 七八 惟

J.

此子光草明 此道の任神かあ 日本書記卷一し 近易簡 山山 不少 11)] 14 る鳴 ['1 彼 13 於六合之內 致 呼無哉い合 丁五三五、五六七 1.以知一之 V X00 V

pt.

[4] 闲勉 F 11 )陽明 知 勉 行 0) 11) 庸 V H

(大學)

丁五二九、五六九

民之所,好好之人大學

其所」令反二其所以好而民不以從

なり 闲勉 的 0) 1 程 も終に 易簡 の安行 П 一
之

> 己千) 處なり 初學の 困地百倍 中庸に困勉百倍 聖域に入らんこと類子も不以及 時因勉の功を不り用 0 の功 云太 八八十 丁四型 II. 留图大 して

マニたつ

V 10

朱子日金神日」義則宜之理也而 其發為三羞惡! 艮背敵應之變化 性祖二述于兹1 大易開三示艮背 周之主靜程之定 艮背適應(易艮卦) 艮背適應 山三四、三八、三五一天、 二七四、四八二一八三、V四九〇 I 大四四、大四八 I = = , iiio 川公宝 I =

(軍) 櫙 湿 横左(中川權左衞門を併せ看よ) ゴルザ然 混沌 孝經緯援神契日孝在三混沌之中一 三三 I

を使用せられたることなし

と令推察候 今程權左在宅に候 權左在宅會講 きるべく候 L て見解 條 日 々御,會講 を御聞な

# ザ

> 坐 此

左 左(熊澤伯繼の名左七) V VE

> 左七(熊澤了介を併せ看よ) 左京光忠花押

V一流

佐藤 佐治氏 (江戶)佐藤 左傳 佐藤一齋詩 再奉 "復呈二佐公常賢伯砌一 佐藤玉淵 左.太 佐藤一齊(坦 佐善元益 佐治忠几士 佐治心齊 左兵(太 左傳傳藤 左太(姓氏不) 左. 一齋藤樹先生畫像に 中將正之容源 樹先生真蹟 明 齋 110年、10个、雪 君 Ш V 枚 一治一、四川 題す 一七六、二九〇 V V三九 V三五 V一美 V一七六 V四六 II四回 V四公 V高受 丁馬 IN HOLL V七九

佐

佐藤 齋の揮毫 係 る 解風

些子の蓋藏 坐右銘(學含坐右銘を看よ) 佐藤直方氏之門 佐藤坦〇一 齋 V五三、V追 V景空

坐忘(莊子大宗師) 坐馳の病痛 論一坐禪一 I 三國、三國 11五九 I

四三

米錢祭器等寄附之姓名云々

「正元 女生 2 紙松紙捻して 米法 屋作 夙夜念」兹在」兹(引二書大禹謨) 答」之如二鐘聲一音之大小必隨二其 或進」之或退」之 扣「禮學記參照 なしたることもあ 一日の過をむすび善を リラき

V

=

H

艮者居二其處一而

不」遷之意

I

I T I E 凡事像則立不」後則廢

1 1

1115

無大小精粗之異

惟記 時一能無一些相憚底意思一 惟命之從故母堂待」之如二童穉 先生自ら惟命愿不能子等の文字 藤樹先生之孝 いへま、一つへ I一岩

金

个十 今生は夢幻の如 今生後生 一日不三相變一於 一大事 三會所 Ш 4111,101 V 11 五三

加

放好而知三江

127

Ilij

加

真美:者

天下解矣,大學)

1 压、压、压入已

能任任 以川

111

107

mi

文為己 文者也

11:

4

聖人にも困勉あり II 齿、生、一三六、一八五 II III O

好一人之所口思思二人之所口好是

IEEE、電

拂入之性一萬心也一大身八大

求

15]

コーゴン、サーザン

607

ナレレリ

31

| 樹   |
|-----|
| 1   |
| 11: |
| 1   |
| 全集  |
| 卷   |
| 之   |
| Ji. |
| Ji. |
|     |
| サ   |
| ザ   |
| ()  |

| (詩)宜二個室家一樂二個妻學」(中 | 要変の樂 | 役(也(孝經) 1元二、三元 | 嚴」父嚴」兄妻子臣妄猜二百姓徒 | 作(孝經) | 是以天下和平災害不」生禍亂不」 | 再刊本新得の資料 「總元以下 | ☆三二、Ⅱ八、五四、五五五、六〇七、Ⅲ五六、三一六 | 件刊補遺 丁豐、二至、三空、四國、 | 再刊追錄 | 再刊追記 | (増補)再刊の鮮 『恵宝 | 道生ずる理りにて候 V 間間 | 才は本來德の妙用なれば本立而 | 之見三子外一者可以問」美也 Y 酱 | 淵氏嘆稱云其德不」能二窮知一才 | 吾才今尚見二子外一否云々 V齿 | 才と徳 田二六一三〇、二六十八九、五四 | I | 人之有」才本不」是"以為三人害」 |
|-------------------|------|----------------|-----------------|-------|-----------------|----------------|---------------------------|-------------------|------|------|--------------|----------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|---------------------|---|------------------|
| 祭                 |      |                |                 |       |                 |                |                           |                   |      |      |              |                |                | 见于                | 程               |                 |                     |   |                  |
|                   |      |                |                 |       |                 | 40.            | 04.1                      |                   | -    |      |              |                | ***            |                   | 2.4             |                 |                     |   |                  |

治長し 記月合日季秋之月豺乃祭」默数 (豺獺祭」獸祭」魚) 蒙引日豺獭之報」不聽也 財(大學) 先。禮而后」財 生」則有二大道一生」之者衆食」之 有」財此有」用(大學) 「善し、悉三 是故財聚則民散財散則民聚(大 況萬物之靈手 雖一針賴之賤者一知。祭二魚獸一而 仁者以」財發」身不仁者以」身發」 者寡(大學) I EMM KUE I大四四、六五三 一五八、五七 一門八九 II I 大六へ Ш I H ナレ 五七〇

財團法人の許可(藤樹書院) 以致、以川 德者本也財者末也(大學) 來三百工一則財用是(中庸) IT三 111九一九四、四花一五九 1五八、五七三

保二其傳献一而守二其祭祀一(孝經) 忠順不」失"以事二其上」然後能

3/6

祭祀必盡三其敬 て藤樹先生之孝) HILL OFFILE

in

〈洒掃應對消二除子弟 的雄心 猛

II

I三九、五

(孔)大子率予を被め給ふ、論、公

祭祀無一御鄉意一衛執行被以成候

V·完

濟 4

喬班

使一天下之人看明盛服

以

永二祭

川炭

作

酒精應對進退之简

43 奶 勢邑の支祖宜の妻喩氏の孝 祭肉考 勢邑の張氏の妻馬氏の不孝 而受風從之祭禮皆然也 祭法「禮記の篇名」 祭田之資 祭田寄附 祭薦之卷 永不」可以酸 祭祀一者也 川浸

(齊を併看)

(齊必有三明衣一云々)此一節記三 夫子慣」齊之事 以明三合英之道

愛之極為一敬敬之至為一齊 I二次、三大

祭(元定)季通 小人行,險以微,幸(中庸) 目,四 蔡仲默 察文節(你季通 齊城之本主 先聖作二大乙尊神之聖像一以為 者也(禮、 齊之為二言齊也齊二不齊一以致」齊 い大し、四大大 「四大六 I いな

震像奉行之本旨以二報本一為二主 由幸甚存候 III E IME で買金 V三六 7. L. MAN V

> 齊膝女 齋藤

馬

V三九五一九八、四〇八一〇九

マニ では、四五八 V

7

4

にある者自ら悦珠たり

迎無 將真坐忘

茶果之薄質

V KY

V天

藤樹先生の風丰)

111 高至一四 I 酒 11/2 坂親懿 坂內仲兵衛(諱親陽會津北鄉之 坂井尚房 齋殿玄佐(京都の人)

YIOK、一些、電

い四六六

V MON

酒(サケを併看) 酒井讃暖守忠勝 酒井雅樂頭 VIN V 100

とかさかしきおさなひのおはし侍る 入」翻不」問識三君郷一 と云々 V四八大 V四尖 V 1.01

下り下り藤に一(藤樹先生家紋の一) 下り藤(正家の本紋と云傳)・

下り藤に三(藤樹先生家紋の一) Y V

先 也必有」先也言」有」兄也(孝經) 故雖二天子」必有」尊也言」有」父

答:作石:《加州八、息男、新兵、 作者(大橋作者徳門を看よ)

(118

11

齊明盛服非」禮不」則(中庸)

心 一一小小

P4

想 张 13] 41.

/i

心心

[11]

Ilij

為上松心即近心也

大學三綱灰所」指雖、異其

質惟同

I一公金

1

1一、二の九、二二、二五、

爲三定本

I

I SE

三綱領之宗旨壹是皆以三五教

11 五六二、元六九

大學三綱領解

74. (")

1/1

貞平(藤介)V品、三大、天九

lii

能動大學

丁五〇七、五五

孝順事實錄·三綱行實

I

她吉錄)三綱行實

11

三綱

志也(論、

子罕)

I二回、V四大

九九、二二七、三〇五

一部品腔影の發行

V

三綱行實

11 -01 -0x, v 104

14.

有」完時、人事上勝(小雅、正月)

云民今將一婚視」天夢々既克

なっきに波のあふみひじり

無一品不及風流

绝 滅

Ш

湿 穏

澤太助 澤口华介

П

大二、六三

V

猿曳

0 U

んぼ

s.

II CO

III

澤田元立

. . .

三角有以詩云漫遊

來二此

地一百歲

V三全

さいなみで近江ひじり

い五八 V.E.O

欽高風 云々

三年可少奪少師也匹

夫不レ可レ奪レ

7/4

酒(サカを併看

利

12 41] 17 1991

櫻井牛兵衛(肥後の人) 朔且老母を思ふの詩あり

と言うが、国

11

11

. 作飲、福薄言」息

マ四大

士士士

の場に三品

あ

IJ

Ш

二八、五二三

Ш 1

V

一の立身

現代の士の風

は

頗

る汚れたり

11六一二〇二

11-2-100

川三台

の孝

不よう

中村)作性右衛門

(季賞を併せ

Ŀ

III

者 所

未三之有一也(大學) 工善己、英九

VEL

士

0)

吟味

Ш

川東、〇川一中川

Ш

六、二三

徳式可以等作

外川

レンンイン

了八二、五五

哈

少藏二乎身

不

シ恕而

能喻話人

外、物些物、

殿楼、

竹田新丘

登

悟

Ш

224

(佛教の

悟と儒教の

Ⅲ二六五——六六、四九五 悟 Ed Sta 先師萬木 大學のシ三 領

三教 不二相替一三綱領を講せられ候云 三綱領の 三綱領の 解

三極 11四0元 Ш V 逸

I

一貫之端的只在三這(孝)裡 貫(之實體) IE、一七大

(中)三才 一貫適當恰好之神理也 I I I I

不七滅 三才一 三子後之一人(井上安貞) 下四四 (細川)三齋の傳 三日而食数上民無二以」死傷口生毀 三山麗澤錄(王龍溪語錄 」性此聖人之政也(孝經 貫 Ш を併看 V 補

為三不孝一也(孝經) 三者不以除雖 經 三者備矣然後能守二其宗廟一〇孝 用 性之養 I二八五、三宝 I二元、三二〇 I二九宝、三七六 一个

產

三皇 生」地生」人生二萬物一只是此孝 此(孝)是三才之至德要道生」 大虚三才總一貫 ----只何となく常底に I = 三元 II V

得三天下之英才一教育するは君子 昏禮喪禮見三子三禮! 禮儀三百威儀三千(中庸) Ⅱ二0三 I 五

産業は境界なり 山野市井之孝子貞婦 山澤合」德 三樂の一也(孟、盡心上) 山立海受 云 々 V是出 I IIIO 四世七 III I 江三元 IIto

麥 郷黨篇の解を作るに際 參議通躬(中院源亞相公) の参考せられたる書目 L して先生 V三九

三從 三毒 三大乘 實可」謂三三代以上人物一矣 三聖 允執三嚴父配天之中| 而免二三千 一字一而 予非學二大和歌 三社託宣 (産業と心法) 三年之喪達三乎天子八中庸) 三度飛脚 第一之罪 三者之恩 74 Ⅲ三九、三八一八二、四10、四三五 **H**. 一者上只假二三十 Ш 二〇、二四八、四八〇 V一系六、三八 五二二二、元宝 V 言 山三七 川四上 I一尖

酸凝縣 行心 提利提人 発恩の報 宜生 思设 道 7. 4.5 111: Ti III III 元 三大 1 III 川流れ死 心

五元 77

FA

7 セ 去」認遠」色成一貨 inj 黄 德(中庸) H 19:

+

(学經 錄 **猶三士之不上做三劫盗的事** 盖土之子也(子 答二陸元靜一性理會通 1四次 有三年女一則身不上 臣:則士之報禮重(中庸) **朱門?** 雕三於令名 1 (c) 1二元三、三七 (條門 11:

1 1

店を

學

に子英が

執

1 3

釋

子の

七八サ 2. ラ イ 0 條 を看よ) II

子如不上言 (聖希」天賢 -1: 道郎 族屋敷 t, 則 布 小子 ン聖 1: 何逃焉(論、 布 Ш ·賢V三五九 Ш I 陽

以 不少能 2親二 我 年末一件見一萬 子孫黎民一亦日 11.

子

哉(大學引

能保三我子孫黎民

尚亦有し利

11:

者未發之中易所」謂背是也

1 医四八元以

氣發露 子桑戶 子思 よ 子修 子思 愛し 子思子道學の傳を失は 子宜上雕聰明 哉(大學引 15 此 此 山川川 111 11) 聰明 一明 施素水 115 1-を仲せ 0) ) 書を著述 1: に向て力 書を作為す川共 (iii [11] 看よ) 机 -I KU KLU んこと 7.0 II 子 作せ看 11) To V四七六 Ш Ш 川た人 丁光 ひす 正公 11 102 13

中道概などの記 知止 止(知 看よ) 敬止(大學) 詩云(大雅文王)穆々文王於緝熙 止を併 而有」定云々(大學) へキョ せ看よ) 認あ ゥ ij イク I 五三二、五六三 0) 丁天 條 I を

少 動氣 化 知意放然止 I 三三、五〇六、五宝

止

者心之本體寂然不動

之名

毋

萬欲 地也 夫 11: 効 而格 者吾人安心立命之靈樞也工 所 粉擾中、止體常放 100 牛勿 知 致知者大學最初用力之 II: 者物格 知 五 以後之 I I 3

> 止を不 事の 意念擾亂に因て本體の 本を知 間断なけ 知」止(チ 11-と中との二言を筌蹄とす云 時は大學の は即知」止 知 時は中庸の工程により れば心止 時の を 併 M 工程により 4 なり 州 た 看より川 知 11: 3 かくる Inc. I H K

此と名 此の 念獨 本 0) 知 づく 體 il 0) は 内 其 此 0) 寂然不 神常 に昭々た П 動より 治二一三 丁學六 П 四大 元七二

Z

此の 止は寂 il: 0) 本體活潑流行の 本體活潑流行の天 然不 動の 意至 善の 天 機 機 別行 ま V玉六 IJ 11 ナニ

之赞以以命之之云 之瑞一而乃者又得一藤樹先生真蹟 止善者大學之綱 間其堂 此 日三山善 丘書院 11) ] A CONTRACTOR 颌 也背布三黃鳥 50 其書院 V四元

> 支撑(正 支礼 文 止美 1/1 总此(問川季战 北京 持院 10 111 止善書院と 北萬書院記追 止為書院記 止善書院址 111 琴鄉 宜 書院明 0) しくはシタウ) 婆喻氏 0) 偷偷 1 建 松下伯 Party. 7= 彻 hil 11-の孝 建立之時 3 云 13 11: k 季竹 il. Ш V 100 0 三区 的上年 院心命 V. VE 祭

ME 友那(モ 支撑矜持 仁人放二流之一进二路四夷一不二 D コシを看 丁四、九、四二九、四四八、五九二 よ VICE CX

24 無」所 祭(孝經 是以四海之內各以二其職一來助」 姓 愛敬盡三於事口親而德教加二於百 孝弟之至通三於神明 [74] 與同三中國一(大學) 家の 一刑三子四 海之內情兄弟也(論、 八不」通( 儒業 推 (孝經 (孝經) [二花、三五 光 Ⅰ二九〇、三六四 I 五四二、五七四 三於四海 魚湖)

出 [/L 114 之秋 海門一開 海江告兄弟 ijj 功 利 縱 柮 而機許百

四六

子以 四致女行忠信 述的し

11)]

III

二九大

左衛門に答ふる書

1

志行他

I 六 V二尖

志村仲昌

4

Ⅰ 六二九、六三一、六七玉、六八四、六八九

[IL]

出行

11

石より 四勿の功心上に於て思の邪と克 克復の功四勿を要とす 四勿終歸一八非 子罕 」四母」意好」心 124 14/4 がら P. C. 11: 依 加 11) 1. 心心 問好」我 生併 い、儿 刊む II

之水 Jul. 朱子の四 我董幸得上侍二縣 委員小川 る倘友は無」之候 四書にのする所 海大全を得て精蔵す(年譜) 1119 I 111 也、一日 15 樹先生四書講筵 の諸賢 許容家 1 I し、一言、三名 Ŧ. 者ほどな T V E I兲 V E 丁香

> PU 四 TL [JL]

ilij

以

I大四四、六五七

1111 HJ 人災 14 総 141 11: 編四古( , 53 、三九八、四一七、六三九、六四四 W ( ) 所解) 圖考 I四九九、六 I一类

總 引 シ(ジ・ヂ)

大學朱子序圖說後 大學序說一葉四書合一圖說二葉 人尔施虬 係る 35 編四書翼經問 I 六三七、六三二、六三日 I三九一、三九八、四〇七 一葉は門人の I六二、空三 五八 史 化

称すし 帝舜四言 る證左 (蘇樹先生 EF. 图 精一執中 一端(孟、 十二病 沦 端非小所 發一則信之性便應云々(同前 陽明の)四 明 )四言教 0) 公孫丑 三以内」交要」譽悪」整 から 心 [/1] 法(書 言教 言教 上 卷 2 首景印丁六九 112-大禹謨 採川し 们 112、10 功缺とも I一公 I I 11一全 丁二元 た

朱子日務三請學一者問

ボレ

リレイン

川た

[14]

何教言(四

言教

敬

気に

Ilij

11/2

إبا

書」又不」可」

去を本とす

不少先三於大學 急門書

見三乎善龜 [JL] 德(元亨利貞)」配二四時二 画 F 體 Ш 一个中庸 大四五、大四大 一五六、四一 П

茶三造 配 A 則 四方歸之心中 庸

П

-

志村世賴云此即新谷の執政佃

小

7L

仕 仕 仕 世 置 立 之間云々 史籍集覽 小學史記文選詩類詩經七月篇等 の學問 右 衞門( Ш 一些、一三一三五、五十一八 山先生 丁四品、四九 一二五、一八九 III Ш

志 示 司 志學 司命 司徒 左即示卦童郎 志村竹涯篠原氏本に朱記 九大極圖 司馬文正(司馬光) 求」仁之方「論、 孔聖常揭」此(忍)以開二示司馬子 是也 易 所 額淵) 謂陽儀交之 を加 田一型 I 四 I II Ш V 3.

志邨士儉 志村周治(世賴を併せ看よ 志邨世類 志邨氏姪某 志村儉藏(志邨士 志村竹涯附點 一一一一 三九一、三九五、五六五、V三三九――四〇 三五五、四四四 儉を併せ看よ) 、四九、V 声型C V三宝、完全 IMOE、四二五 INOX I六四

看よ)

志村已之助

外二名共

編

膝樹全書

志村吉久(志村忠左衞門

を併せ V

志村忠左衛門

志村周次(志村周二を併せ看よ)

V三九一四0、五三五

史蹟名勝天然記念物保存法 マ三九

V空 五五三 1 志邨周 志村周 (志村)周 志村仲昌縣 志村仲昌(常耕を併 志村仲昌 志村仲昌著藤樹先生行狀聞傳 志村仲昌手筆本 工二七、空六、空四 二〇志 介 助 編 樹先生行狀聞傳を選 (志村可敦を併せ看 雌 村周次を併せ看よ) 樹先生全書 V四生—七宝、五00 V一六、三九二、四八 せ看よ) V三九二、四九九 日總元、二五一

總八

志村(日之助 志村已之助藤樹全帯を刊行す )全書の I總三、總五、總七 検討及び取 川谷弘

四 七

卷之儿 -1. シージ ・チ

三日而食数以民 不 专诚」性此聖人之政也(孝經) 朴竹竹 略 11: 無以 死 1二九五、三七八 傷口生野

(中庸) 3E 生之義倘於孝子之事 事愛敬死事哀戚生民之本盡矣 死如 ·h. レル 事 I二型、三二、II I严、三六、II一歪 上如小小 视終矣 TL.

生事愛敬死事宴戚生民之本盡矣 如此存者 死生之義備矣孝子之事」親終矣 「二九八、三八三 I

武周之所二

11

死如レ生事レ亡

死生利害海中福云々(詩) 生首尾吟 EOM II II EO

死法 Ш 一是第一是大、二里二、二里五

愛之極為。敬 文(禮器)之意 111 大 如也便至敬無

20

さはりなし 産(型)人は金石 人は火に入つて焼け 0) 5 ナ す + 工类 TI WE 往來

聖文宣王(孔子) 學孔夫子 學女宣王 樹先生真筆至型女宜王

學文宣王學像 V上西大、二五〇 マー夫

(至善解

至舊者良知之別名

城三於

1

竹

自然之天職也

加三元

T.

节 竹 手 五 減心德本體 誠之道可二以前知二、中庸 30 誠如」神(中 の徳 Au-思無 13 9 11 II II 九大 たつ

nff: 12 竹 个 千 141 人下至 天下 城無 天命上云、人!賦しては性と 誠やむことなき之を天に在 ulde ", 息(中 切分 手 心论 誠為二能盡二其 111 加 朋 能 化 (111 居 竹一一小 II the 丁全 H 11 11 八六 n

千 战 17 は儒學 0) 根 小義 11 二公

4.4 THE 至 10 指三天性光明正大之全體 善大學 指一至或無思之良知一 指三切德感通之人頭腦 部 制 I全 V

非然而 在上上於至善八三綱領 不 大學之道在 」造」善事不」中」節者亦 心無」善者非 11) = 111 他 1: 非二至 心學 親 I IC

也他

11

1一八五一八七 1 元六、五元

> 不動の至善に復る 11年、三國外應汚染を減じ盡して心體寂然 非ず乃ひ心のな 千 此 高上云ふ これを至善と云ふ 0) 心元來至善 外行 は善思に到して謂ふに 11 體原無」善無 .li. 川北、一人の I L.

示す 个 善は 妙 113 1/1 10 ついて本體を開 H Trei Trei ri

至善(大學) 至善心之末體也 動而后有二不善二云々 又目(王子)至善也者心之本體也 Ш . 小型 T. 13

非二至德一其執能 至善の別名(大學知 用和陸上下無。怨(孝經 先王有二至德要道 者乎(孝經) 順」民如」此其大 以順三天下一民 11: エニク、美言 T.

卽 11 1 千 德安 「三会、三国

不二至 行要道(本 德 11) 他 华明! 训 不一凝馬 Ш 工二类、三天 五、八八八六、 印州 HOLL III

茍

至善一(大學 にして無い思 川九七、二九

次左(加

藤

次左衛門を看

よし

次左(称村 至德堂

か、

加盛次

1.

御門か

1

竹

例

12/1

溢

之不源

104

地子御兒に關する古文書

(谷川)次郎右衞門

熊澤)次

郎

V 00 TT 炽

JŁ

三於

:3: 字義 il Y 解見三於(孝經 )類學一

字義詳 解見三於(孝經 )智佛一

LEFT. 以一母三自然 所川間誠三其 自 W 便 riding. 二解二誠意二字之義 意一名母 三自欺一也(大 I二公二、三〇四 J. 五二、五五八 V

尖自欺 自作 自識 411 自己の徳性則是父母之天真也 間自豫(大學) 1 沙野(計 惠色一如一好二好 者意之運 太甲、 ]]] 小人度也 孟、公孫止 一五二、五五九 也此之 II MON.

174 八

反類 r 而無一笔髮之滲漏一之間二自反二 反、在 - 全體精神: 照 一乎外一次二於人 公孫北 終自己除子 一之心光 I六 刺 715

學者自反慎獨之規矩必於」是(具 明二德而非」有一兩般之功,以"自 自反流、 放心所謂 反也慎獨也相能用了工告所二以 之慎獨 公孫 之自反 11: 1: 以立一大 I 作

ひたるかよく御座飲 人のおかす時は孟子 自反慎獨(三之手段の一) 反慎獨 念自反安樂 して全體の精神を内 於丁密修默證子丁至 川馬一二、四二 四八五 0) 自反を用 に用ひ 丁四元 五三元 兒 时 施

380 の下大 TI MOE, M

(時

门儿

tin

自反憤燭は學者入徳之眼日 自反慎獨 11 「九九一四〇一八四二八四五七、四五八

似似獨 山神之靈方也 聖道 神之大竅換

> 或 或 る

侍食考 (王陽明)事上磨鍊 作為 刺草の (蘇樹先生)事狀 事々皆有三主意 る處に而體察あるべ 事上にて工夫なく を併せ看よ 自然(流、 E 能場上) (人倫日用 一念之發動 Vラスーのな 三宝一、三公三 Ш 五 I四尖 I.公 五花 V V Ш 0)

地人之三境一日時日處日位也 凡 次上語及三產事二云 施伯兄弟母」田内下與二 經濟之所」遇謂二之時一時有二天 嚴鳳一 舟 玉

見(チゴを看よ)

侍讀伏原從二位宣光卿

侍講雕」鄉逢

此

V四天

時處位の三才相應的當を知得す 80 如二時雨化上之或成」德或 處位 四七二、四七四、四七玉、四八〇、四九一、四九四 山間馬(孟、盡心上) 二七、四三四、 老 、四四五、四四八、四六一、四六四、 I WE 一年、四二〇、 連 I II 一六大 财

恭 敬奉 持上帝之命 此之謂 持 1一世、爪八

> 德也 持敬者畏二天命一尊二德性 持敬者等二々服工曆本心 持敬一人大學或問 持敬本明 言三持敬二(同前 ,尹氏以 同前 謝氏以二常惺々法二言三持敬己 程子以三主一無適整齊嚴肅一言二 三其 二明德一之工 心收斂不口容三一物 夫 欽明之 I 六八七 I六公五 I六公五

持敬 持敬者以 ン理御 -畏二天命一尊二德性 少氣者也 一の名 工六八 V五九

后學」立一名示二蘊與

五性之條分乃相」師之道為二萬世

持敬圖說 時祭 持敬圖說並原 持敬圖 時人欽仰以 持敬圖說·原人·藤 講三原人持敬圖說 三其時食八中庸 說 三近江聖 人 樹規 人一稱」之 V 、三四、八九 I一类 П Vた七 V九三 玉

時中の徳 時中之義 時中之凡例 眞蹟) 時代的に 7 0 兩端 2 顯 はせる 工三六 I四O大 VI四 V四汽

> 斯 越

以三時中一示三論友 時

工二公

一之名也 師 (師、先 時中(中 相」師之道(論、 區別 相」師之道不」可」不二明 講論日日相」師 時中の徳(チュウを併せ看よ) 師 庸 尊 師 Ш 、先生の用例上の 四五、二五六——五七、四八三 一〇九、三元、三四三一 公 Ⅲ五天、五九 指言 TI HOL

I三大

慕」師 嚴々赫々師尹民具爾瞻(大學) 詩云(小雅節南山)節彼南山維石 三日立二師門 もおとろ I玉三五、玉七 V三

小川 祠堂 師說 師曠が耳 村祠堂(御祠堂を併せ看よ) 取捨の見地 V三九、大六、一二三、三六三、四九九

洞

先生斯文の 斯道私淑者 舐犢の愛 祠堂之材木 三祠堂 日日 興起を以て自ら任と 0) 参拜 一膝樹書院 C VIQ

131

細

朱

四 九

IVE TO

身八中庸 一詩之章次

視聴言動思(五事を併せ看よ) 彼為一萬之小人之使」為三國家二 斯文之與 斯文源流 (斯文の興起を以て自ら 以此則是起 告並至(大學) 起 斯文:為二己任 I 五四八、五七五 の任と V KSI KSI でたつ V北次

遊金丸あたり 河流山 不全連編纂上の資料 教照温厚 揣摩依做の 動行住 (') 工學 申由 4/4 队 應事接物一切 40 75 「九、川四花 I Oh 事にて御 VEC III E V

越

恋

者所二以使口衆也(大學)

I

為三人父一止三於慈八大學)

詩聯句

3

THE

不上泥

詩

江

丽

史

用三十八字

工艺、八

エニ会へ、三日

丽

孝經引三詩書|者有三三義

10 (1)

-

料一覧表卷十之十 丁龍八、九、一〇、二、三 I EN

詩附於、聯句 孟子日說」詩者不二以」文客口解 詩云、周頸烈女)於戲 得少之(萬章上) 不二以上衛害り志以」意道」志是為」 (資料一覧表) 1 Ⅰ七、八、八八 前王不」忘 I 五八、五六 丁三天一大 V死一元以下 I一大大

詩

之(孝經 尚云(大雅 猗猗至三彩不」可 詩云(衞風洪澳)瞻 詩云(小雅節 詩云(大雅 母(孝經) 詩云(大雅文王)殷之未」喪」師克 御瞻(孝經) ベル 二上帝二云々(大學) 二間矣中心藏」之何日忘」之(孝 雅夢 נהוני 南山)赫 附)愷悌君子民之父 游 一直分(大學) 一覺德行一四國順 二被洪澳一張竹 兄宜」弟 衣師尹民具 I恶三大、五七三 I THE THE I一大、三元 I 五三、五七〇 I二人、三合 一大

HI

70

詩日(大雅文王 詩云(小雅小曼)戰々競々如 嚴々云々(大學) 詩云(小雅節南山 四國一(大學) 詩云(曹風鳴鳩)其 詩云(大雅系民)風 不」は(孝經 詩云(曹風鳴鳩) 人一〇孝經 淵一如」般二海水一(孝經) 一周 ) 筛被南山維石 淑人君子其儀 (儀不」な正三是 雖三舊邦一其命 夜匪」解以事二 I 在三点、冠也 Ⅰ五三二、五七〇 I二元、三三 III SE SE Ⅰ五三〇、五六三 I五一大、五六 Bili

云(小雅小宛) 夙興夜寐無。忝二 ILX, Elo

111

時云(小雅陽祭)

心一年愛一灰遐

韵

々云々(大學) 詩云(周南桃天)桃之夭夭其葉蹇 詩云(大雅文王石馨)自」西自 詩云(小雅將變) 敬止(大學) 詩云(大雅文王)穆々文王於緝熙 所」止(大學 詩云(商頌玄鳥)邦畿千里惟 自」南自」北無息不以服(孝經 事三脩願德·(孝經) I 克、三 (詩)大雅(文王) 云無」念三爾 爾所生八孝 樂 料 I五二、五合 I 至二、至 日言の、言語

東

小學史記文選詩預詩經七川篇等

講三明(詩)二南

詩彩

べい、こん)

I

之間云々

詩經を講ず

MIL

一山湖 子淵(中庸) 詩日(大雅抑)神之格思不」可 詩云(小雅常棣)妻子 詩云(大雅旱麓 之父母(大學) 詩日(周 詩日(大雅俊樂三嘉樂君子云々 思矧可以射思(中庸 瑟琴:云々(中庸 不」遠(中庸 詩云(關風伐柯 詩云(小雅南山有臺 丘隅(大學) 刘 )維天之命於穆不」已 化 1 飛灰天魚雖三 」柯伐」柯其則 極黃鳥止三子 )樂只君子民 45-I西西、无七 I五二、五六 I 玉三〇、玉六九 合如一鼓二 Neil II II II П

詩日(大雅烝民) 旣明且哲以保三 11 II 少度 10th 烟 + 網 慈残の報 慈善は百福 慈善の五福 慈愛の心 參聞」命矣(予細) 何子日若夫慈愛恭敬安」親揚」名 鐵の取る(易、 慈愛、 二七五、三五七、三九一、四〇〇 — 〇三、四〇九 一一10、四十一10、四二一四 慈仁、 0) 源 慈悲 エル、こち 山西九一10 [五二七、五六八 III WE 川会、

工一六

I九五

腿

(知者)不以府三歐

御之良

知

而求三三年之艾二

47

11 い四次 見之超草學術之正大亦絕

如二先生躬行|固無

一倫比

一所其識

10 哪 III! 13 Br. 2 賜 人だ (別別へのぞ) 候寛大の庭置 断任に對する先生 色念退敗の法) レ之生豊達三太虚 先進 型 北 し命所貨 型二十一回图、四三个、四国O──四二、 鄉元帥片 三六七一大人、三齿、三八三一八四 -- 四五、三五五 -- 五大、 川公、三一一宣、 州 の決心上大洲 1: 丁三二、四三人、 163. 則城中 V三人 I四八九 料 网 RE 13: 作品 1:

閑谷—講堂—聖堂

を不」思して靜なる也

七去(大戴禮本命)

(七情中只喜怒哀樂の四 七書 へ七去の辨 以二七年之病 出順應す 適英なき液に 舉ぐる所以) -11 七情ついめていへば喜怒の二つ 七情各節にあたる 四體百骸一是以名三首經一 工英七 周禮儀禮禮記)四書|猶言首之於二 孝經小學之於二七經(易書詩春秋 七情の滯 忍七情皆中和、 Ⅲ三六三一一公、三八八、四○三 七情性虚中より發 再忍五福告財 Ⅲ三二、一七、二九0 川四のれ、Vニな のみを 川香、高 川四合 I 山三宝 正空

int ri

船已延見開

in L

憶文質好體總之

III

ルンン・ル

直指人心

.,

御談

かたくはいた

況哉好

四大大、四大九、四八七、四九五、五〇五

不義な併せ看よ)

(爭臣七人經所上以舉二陽數七一而 (大極)静にして生」月とは心物 親生三之膝下一以養父母日嚴〈孝 I一宝、二八〇、三四大 IEO少、正 1二二、三当 川谷 V I 100 執 螏 (瑟僴を以 瑟兮僴者恂慄也(大學) 執齊嘗調二先生祠 との差) 嫉妬の原因 て切 琢 の眼目となす)

靜而后能安(大學)

質 日 隱 日月星辰繫焉萬物覆焉(中庸 得べき眞蹟 先生の質素なる生活振を想像し 騰は定也 II. 弄品 II iloo V一型 V天

篠原元博氏の詩

藤樹先生全集編纂者篠原元博

實 實柴 實相院殿義山信公大居 不少知少有三明德親民之實學一 抑」文揚」行以開二示務」本之實 日月德比 加藤泰義 レ降 V一至、五〇 Ш 三层

篠 (篠原元博氏 の功績

I總五、總七、五七八、五八三

藤樹先生全集)篠原氏本 I 總三、總五、總七、總二、七九、二四、 一六一、二一四、二五五、三〇一、五七七、五八四、

一為二邑人! 講二 Æ.

实戶鐵舟 忸怩自以爲恥

告子上)

嫉妬(妬毒、不嫉を併せ看よ) 嫉妬と夫の不義を諫むること 111四00 10回1

書

通一就二京師某家一訪!! 求先生遺

庚辰秋予(篠原元博)

无大四

六八一三、 II 六、三、三七、三三、

篠原元博

工量、

III ===

I五七、五六

0

11四九九、五〇二、五〇七、五一一、五一三

篠原延藏

Ⅱ英玉、V三四七—四九

所載のものにして現存せざるも

(篠原氏の見たる全書岡

田氏

篠原元博氏の藤樹先生全集 (篠原里久子)

島 滥 島川丈 (二見直養門下)島景文石 澁井太室著儒 島川藤右衞門黑川甲斐守家士 島川丈如何被成候哉 酬三友人島川子二 鳥影文石(會侯之家長) 京尹篠山源侯 送三藤田島川兩生 V MO マ言語 V 芸 IG I九四

清水書三清水子卷八乙酉春作)Ⅰ元 答三清水子。季格 嶋川子 V一八、八、三一、V追 丙戌 (仁右、

引越云 清水季 清 清 を惹ひ 水十 水氏 水子は先師爱 水 於 御 il. 兵 12 上一班二以 衞 11 1 1-6 6 \* 111 士或 上に作る。 111 113 15 致 儿 使以下(大學) (11) 弘 は 指上近江 即是 11 比 1、元人に · j'-一种先師 E. VEN 个 II 111 生也 州 131 9; ĝij.

1-居 不」怨」天下不」尤」人(中庸 公倍(中 NE II

社宜之祭自三天子」以 (無住法師 14 压力 1 井 沙沙 11. 太 石集 上帝一之體不」可 郎 今 淡 至二 FIF 工一長 Ш FV

趾 30

III

OHIL EL

4

朱

子所以開能言題

郎

也

I

江師

周

-;-

稷一向

和二其民人一(李經

不少離三其身

徐

能

保

-

I inj |-

> ASF Fil +1 (湖湖 積美 杓子 她 邪魔 邪姓 邪火妄 求諸具 Jt. 序, 舒所"以 クを看よう ili : 藤樹先生之風 W 心極 山瓜 細 训 直伊 小 规 FIL 归门 774 三手君子 120 二〇中庸 济一人 jii 辨贵地 0 せ 言ふ 丰 一九三、三九五、三九七、四二一 少 難 丰 -15 知 -111 ン iig. Ш III IF. 1 3 14 せ 捣 III 語 714 FAS H Ш マ☆ V + 反 4 L'ul 30 -10

> > J:

F

事

居し土

不上騎為

下不一亂

不少年(孝經)

I二八四、三五五

忠順 三其 nj 不 假 少失 滁 三以 也 而 事 守二其祭 其 1 肥 川(学經 然 後 能

保

1 3 們 1 3 料迦 釋迦出家 釋迦京教 際その 庸を學ぶに子英 一の木流 野 四部 などの説 父王 批判 江江 50 4 Ш .1) 弊 まり ALF かい 110 朝 111 Ш III 1/1 一一一一一一元 \*\*\* I 11 北八

郊颊天子之所

福

nit:

尺子

112 27 丁 翰 寂光上 弱冠 岩如 岩順 美州 く敬意で表 ·j: 111 版乃 护 TU 釋大 也 1 釋迦の 下馬 E 볘 族 子之 IF 树 手等 す 111: 先 1.4 1 1 人格に對 11: 战慢 小之 功 Ŧ 10 1 L Ti ル・ハル ては洗 Ī よ) III I V

5/2

1: する され主 為事主 注意取 注意 主意 とかく 一無適忘 34 (') BE 処県三 敬 意あ 71 致知 明語 な 誠意光專 IJ 本として明 步 -) 之為 .') 47 しして 江 德 御 H II S, IFE 30 J. 111 VISC 五五 江西人 明 夫 下手 V 透 10 TI

主人公 為遊 主上 主從 氣像之神造一化 啊吗 主人なき 胸 常 允 御 二人虚 Ti 殿 1 15 10 25 地焦 馬 7 微 11 御潔 物 Ш [25] I, VE 清被レ 北三学 I

火礼 格物 陽明 態度 朱子學時 · 5 -1-FAR. 大學 Nit. ., 致 知 致 11 は特 5') 141 分岐 外上に到 松門 脸 其 樹 19:35 伴 0.7 13, 144. 0) 釋 16 it

1-朱

学 ihij

なり

朱子、 朱子意 用 朱子文集答三郎景望 非一合放下一終 程(子)朱(子 朱子學より 而目於窺 朱子學時代に於け 先生専ら 少朱非 あり \$ 朱子學 4 , 陸之說天下縣 12.2.3 朱學を崇で格套を以受 し過渡期時代 們 Di. 时间 き買 -M PEL. 心之所 川六七、 候 践 15 ö 11 游學 泊 せん 然皆然 1111---1111 上米子 H 著作 發也 上の 五 一五五六 I V トーし O.

朱子 三格法 主之 專攻」己也 先生尊三景朱文公一學三其 0 配 倉 教道一以 大七、五〇大 マニ同学 V 11

北

1

首經とは孝經及び小學を指す 養饭袋 IE七七

(儒と佛との

比較)

110九—1四、

11二門一西

儒道と仙佛との優劣)

二五一三五、三四人、三五四一

一大七、四九五

儒道に於ける欲望觀)

大七、四九五

首

4:

小學之於三七經四書一緒三首 一四體百骸 是以名三首經

首經不上特三稱孝經一並三稱孝經及 制代) I天五

受川 種子方 得一付於 原氏說) 首經即孝經、說見二孝經大全二(篠 お 顧軒先生首經 丁五七七、五八五、六三 川玉态、秀玉 講筵之 三元四、五〇七 I天宝

儒者、儒家(眞儒、

俗儒を併せ看

儒者之道以 易為三主本 1一四

身」此謂三之儒者」

I T

達則兼善二於天下| 窮則獨善二其

儒教主義の實行者

一般の傳統的

精神

V

V

Ш

評価當下安樂の得益 1 シ(ジ・チ)

TI WE

眞儒

の職

者

ついての誤解

加六一、六七、四类

一三—一四、四个

Ш

九、杏、杏、白、二七、六

da

儒道の外に向上の道 儒道と神信仰 儒道を行ふ工 、備数、儒道、儒門 三五、二四五、二六七、四〇九、四七六 一七、一九、五七、一〇大、二二二一 あり Ш Ш 三三一三 (眞儒の務) 儒家心法の端的 儒者の本質 儒者の心法 儒者の本分 儒者の學問)

III

Ш

孺 儒生 儒書 之事感上則仁之理便應云々 潛室陳氏日如片孺子將入入二於井 儒宗自作 儒門空虛聚語 雜記 一家風 I 川四州、川中川、田中田 V四宝 四三六

儒道は日本にも行はるべきか

儒道は名利の欲を薬

つるが第

三語

道は太虚の神道

儒道は皇上帝

の道

皿三九 Ш 四八

魯國の儒者

Ш

101-01

儒者の剃髪

+ 嵩 立つつ (十一歳始て大學を讀みて志を 其中にあり 徳明かなるときは名壽の二つも 十三經を通誦す(行狀其の他) 十義(禮、禮運) 為三壽藏玄德寺祖瑩之北一V言七 孺人神主 + 日 V二三、三二、一空 II六三、II 北 I太四、全 V

閩本なりとする考證 先生の讀ま の内 えし たる十 三經注疏は I三元宝

山元一合 III 11三六十七 皿ニた一言 三五一五 四三六 V E O 11二元 六 十三經 十三經 性理會通之類 會子曰十目所」視十手所」指其嚴 先生所」著書籍十 通習十三經 十郎右(森村十郎右衞門を看よ) 十方世界皆一つ 十六歳にて十三經を通習すV吾 0 要領 I 110、1111、五1五、五六 Ⅲ三、一尖—七、二九O 川七七、二九 陽明 全書

收 周 戎 詩日(大雅文王)周 周易 收斂者存養之始存養者收斂之終 其餘不」足」觀也已(論、 如有二周公之才之美,使 孔子素王之孝〉 也 壹戎衣而有二天下(中庸) (舜武為) 君之孝周 祀文王於明堂|以配二上帝|〈孝 昔者周公郊二祀后稷」以配」天宗二 (明)周海門許敬 周易(寫本) (周の世家 維新(大學) 雖 公為人相之孝 三舊邦 其命 I二夫、言 Ш II I至10、五六 泰伯) 一騎且咨 一七六、二九〇 五一五 VIO П II 五

公成二文武之德一追二王大王王

周

|                                  |               |              |                  | 悠                |            |         |                | M                                        |                | 柔                |                         | 拾      |            | 宗                |                     |              |                  |                 |                  |             |                 |          |              |                  |                 |                 |                   |             |
|----------------------------------|---------------|--------------|------------------|------------------|------------|---------|----------------|------------------------------------------|----------------|------------------|-------------------------|--------|------------|------------------|---------------------|--------------|------------------|-----------------|------------------|-------------|-----------------|----------|--------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------|
| BY E PARTIES OF THE PARTY OF THE | I.            | 脩身之要處本之要接物之要 | 接物(對他道德) I       | 修身(對己道德)處事(動機吟味) | 重祿執法家 V吾一  | マニュ     | 重兵衞海津人木村惣右衞門下吏 | 重耳                                       | (中層) 工一公       | 果能二此道一雖」愚必明雖、柔必强 | I 六、一六九、二〇五、二三〇、二四八、六七四 | (文集)拾遺 | <u> </u>   | 先生の宇宙観人生観宗教観     | 周禮   二三五、一名、二四六、二九〇 | (志村可敦)周助 V買穴 | 周氏 7孝 Ш四十四日      | 周(子)之靜程(子)之定 下番 | I                | (子)之定性祖二述于兹 | 大易開三示良背周(子)之主解程 | 周子(順溪)   | 周才美の婦の廉直 皿四笠 | 別元公(周子)<br>V 查、を | 例公<br>マ を       | 周公の吐捉 ゴミ        | 周公旦 Ⅲ一九、一九、二九、二八四 | 季(中庸) 工三二   |
| E                                |               |              | 雅                | 終                |            |         |                |                                          |                |                  |                         |        |            |                  |                     |              |                  |                 |                  |             |                 |          | 智            |                  |                 |                 |                   |             |
| 「無髪」及を加し、「になー                    | (先生産悪の心深し) V三 | 産悪の良心        | <b>進悪の太陽</b> エミニ | 終養留」疏隱不」違」親 Vエーセ | 智殿 正四六     | 種々の智心智氣 | 智心智氣の果         | の感あり・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 後來の智心智氣深して意必固我 | 後來の智心智氣工工        | 11九二、二二七、四九四、元九         | 智心智氣   | 習心意欲       | 習心(明德暗病) 耳505、五三 | 習心(ナラヒゴコロを看よ)       | 天君泰然智魔潛亡 工三四 | 一念自反能慎三其獨一無三少問斷二 | I               | 吾心之造三子聖經 者爲」習爲」邪 | I           | 見開放」入意識所」染總之謂。智 | 識之凝鄙總之間四 | 1二三 温        | 修德の筌蹄            | (修徳の標準を外に求む) 丁三 | (修徳の標準を内に求む)Ⅰ一売 | 修身齊示之語<br>VE      | 正三          |
| 秦                                |               |              |                  |                  |            |         |                |                                          |                |                  |                         |        |            |                  |                     |              |                  |                 |                  |             |                 |          |              |                  |                 |                 |                   |             |
| 道三禄、歌則得、國失                       | 集計四書の         | 仁            | (適)集計解して専主       | (我)集註解して私己       | (固)集能解して執器 | 罕)      | (必)集註解して期必     | 子學絕四章)                                   | (意)集註解して私意     |                  | (微)集胜に解して験              | 里仁)    | (英)集註解して不」 | 其意義詳二于大全及第       | (意句集計其義有」別          |              | 取工集註惟三於自責        |                 | (大全許氏說集註图        | 币           | 集註圈外趙氏之說即       | 間上       | 未,免产事以二集註一   | 田本学、マニ語、         | (纸瓷和書照非二卷)      | 练送到许及外許         | 集我外背              | 集義和書工六〇七、六三 |

旭氏之說即此章之主意 台集計 為二主本一之 川大〇七、六三、V二三、三二 三、V二宝、三高、三九七、三九三 說集註圈外楊氏說) 題非二卷) 外 Ⅰ一五七、一六九 · I 元 II X Vie 以 料 THE 縱橫家 (大學) 金明 诗 詩云大雅文王 詩云(大雅烝民)風夜匪、懈以事二 敬止(大學) 百乗之家不」 音二聚斂之臣」 (大 一人(孝經) 五四 穆々交王於料照

I 第三二、五六三

M. 川三公

视 祖 赵 (祝壽の禮は程に據なし) V三九 叔齊 淵岡山第三子姓太神諱惟統字叔 夙與夜寐緩圖 少成(孝經) 詩云(曹風鳴鳩)淑人君子其儀不 繼稱三文三郎一 (淑睦の必要) I二八三、三五三 7 = \*

其義有之別)

於自責二一句上云々

日三元、三三

于大合及集計二二一交

して不少肯とすべ論、

IL THE

川望一玉

是以其数不」謝而成其政不」嚴而 治其所」因者本也(孝經) 聖人之教不」肅而成其政不」嚴而 治(孝經) 川二九七、三〇〇、三〇一、三〇七、西一一五五 上川中川中川中

所して私意とす(論、

して期必とす(論、子

解して殿三於中」とす

周

淑隆の報

川一九五

しゅ何とやらんしゆつがましき申上 出家、川州間 亦仁御座候 熟語解數紙 熟語解 工一一一一 II六〇、三四大 東しいる田田 V 川五六

かして執滞とす

II the

II the

して私にとす

II

别

して専主とすべ論、里

, 樂川失口國

III

II i

「元元大、五七日

丁五四六、元七五

存被祭祀以上時 出海、出 项人 川七、九、、、九五 思之人子経) 1、たと、こじた

存秋祭

1/11

レインが一川

等分們分者物懷也(大學) 乔風(神名) **存風の個本** 石秋備 凡十則 nil hil III 八六 1/1 肠 アイトルラ 11 V M 11 純

帝典日(書、堯典)克明二峻德二(大 Fil. 品云(大雅女王)股之未,喪」師克 188 「五一九、五六 V

颇

119

丁五一七、五六

见 告荷(子)楊韓於一情欲已發之後 治原 子人六中庸

们

奶 (針以人事,視此以 何子は性忠と云 视 小小人人 工人

(大学を併せ看よ) 好何人也立三其志 新之里立然意

無雜真實無妄昭明靈覺

I

大子說 婦之大孝一便說 德為 聖

人一大德堂的命 子萬章上對之不告而娶之意解

一俄」號三子股 一峻命不り易 I墨大、五七 I一些 良知之體純 純粹至善の本 3 純 純 純 純 一而無難

就統 粹賢明之資 無雜真實無妄之謂也

所

Ш V四元 I第0九

(舜武為) 打之孝 周公為 相之孝 告舜禹之有三人下·也云々 孔子素正之孝 孟子推明大舜處、變之權 舜其大孝也與云衣(中庸) 舜の世家) П ーI一六宝 I一公 I无七 I六四 随

純一惺々にして應接す 純亦不」已(中庸) 舜贱者の言を聴く 舜其大知也與(中庸 舜其大孝也與(中庸 一無雜 無雑即寂然不動なり 田萱、一次、二〇、二〇 工一門、工門天 山門大 川元宝 III 二、二七次 II II 準 順、順 を云

無雑の良知の 無雑の心仁の本體なり 無雜眞實無妄の 本 増にか 工一公 工三九 工四十 醇 女 溶 女鑑門

初 がよく候はん(熊澤子に) 初學の通病 いかにも耳ちかくこまやかなる 女子と學問 П II EE

I二元

I =

書 無」忝三所生」(孝經

書

以」順則逆 善一而皆在二凶德一〈孝經 民無

順は一體の心順應して無三意必 子曰父母其順矣乎〈中庸〉Ⅱ 事 兄弟故順可」移二於長八孝經 I 29

獨…準繩之於三不平不直 順天府の百姓の妻の逆 H

漘良院殿哲叟感儀大居士 醇乎純矣 I三九0、四七六 V量型

初學の者には文義をば大略に講 女訓(與岡村 (加藤泰軒 主意と日用心法の引合とを 子書) Ш 二九九、三00—0人 玉宝——七六 V三回 II壳C II五名

加善七

I 六三、二七〇、三三五 I ] 臺、| 空

の問答 III

(淳于光)權

と禮いついて孟子と

(電」有开ラーノイレ月 リエ東レス

一書

マ言ら

I二六七、三八

り則焉不」在二於 (鄉黨啓蒙翼傳)書院本 (陸軍大將大迫尙敏

I二九〇、三六 四公

> 川氏本とは同一人の筆寫に係る (孝經啓蒙)書院寫本と孝弟論小

(孝經啓蒙)書院(寫)本

四四八四二年

Ⅰ二五六、二五七、二五九、三〇一、三〇四—

正、順從、順德 八二、九四——九五、三一七、三八三、三九九 Ш 大五、大八、 三元

べからざる理由五

I二型

(孝經啓蒙)書院寫本を眞蹟とす

建三書院一矣 諸生請」講一易經一先生諸焉於」此 伯亨作二書院記 院を立申に相極 拙子屋敷をかひひろめ講會の書 一日唐虞三代之學 V四大王

學1者上 書院日記 其書院雖上存而今無下講二先生之 其眞1矣 書院有二滕 書院有下先生着二深衣 書院記事 實學也云 K 樹規一後人書也 初記享保五年庚子之 一像上大失二 一个一一四 マラニ 文質の V四九九

書院の藤花垂々として千歳の色 書院墓域假然如 奉三先生之誨 心舊而俗不以渝民

61 シ(ジ・チ)

12

淳于髡

総

索

五. 五.

必等 ショニテー 小原一「直頭戸田氏本によれば 先生の書 最初の形式とすべし) 村先生 首簡原本 0') 前 厄 は和歌と混 在 V V一合 II E E する LER 虚か( 程也 接物(對他道德 恕三 付(北川 修身之要處事之要接物之要) 引力 機 W 親 味 秘感を併 修修 身 八河 43 石

ME 語 處士町 (九經)子三庶人」也(中庸) 諸藝太平記(一 諸葛孔明 此庶人之孝也(孝 庶人の孝 方 III 名元祿太平記) 三四八四 I Din Ш 一八九、一九九 交、二三 II一充 也

物を造化し人極

をさ

だめ給ふを

山東品

上帝眞質無妄の慈愛

をも

つて英

I

岡中置其形上者

清

( 藤樹先生書翰拾遺至

II

II

一年、一日、四七年、五二、五七〇

羽よ

書前 中孫有

沙山

(書翰集中一言半

句も

佛教に對

い方で、九七

の言を強したるものな

諸侯の幸 失三其國1(孝經 諸子百家之文 諸子百家 蓋諸侯之孝也(孝 諸侯有三爭臣五 鳥景文石)諸子文通工2、 九經)懷」諸侯」也(中庸) 工一元 引日雖鳩之有以別智也 人一雖 經 I二次、三人 耳元二、電 無道一不り Ш 六、二三 V TI OP V Ш

恕

所」藏三平身一不

レ恕向

能

三諸

人

胜

者未三之有一也(大學)

I ELO

五六九

一時静時の心の如くにし 體を不一雕を想とす

て中の

1:

或

上或

不 が近に

(引二論語雅

大四四、大五五

人者為三上帝之子

理經濟上帝之語命

I I 善者也

明德者上帝之在人名而純粹至

思まのこと思いて助寺有祭りて

11.

1 1

15

沙 17.

1 3

1/8

而已 氣以成 形而 即以命 一些 均 上前所,以造二化萬物,各理與

也

徐

徐甲の後妻陳氏の

殘患 K

Ш

四五一二次

V HON

既閱百星霜

is

V

III

三九

書經(寫本) 書經(尚書を併

VIO III E

11

看より

佛書へプ 必識の書

ツ

3

を看よ

Ш

七七大

己道德 より I高 I 將 長 用和陸上下無一怨(孝經 1: 幼 王有二至 二加 加頁 ハ JE. 7 放 美 上下治(孝 德要道 以順三天 一国二教其 

二次四个三

詩日翦

K

1:

帝下民之辟(大雅

上帝天之主

案

「三三大 I

上帝鬼

神所以

無三形色之可以言

1

记

天者上帝之別

名

也

I六九五

本 持上帝之命

此之間持

V

0

詩云(大雅文王)殷之未」喪」師克 帝一其實 以三其 告者周公 得」行」之則祀二上帝」之禮不」可」 應一載在三万策 五六歲幼 童行」孝 配三上帝(大學) 率造化一 祀 祖宜之祭自二天子」以至二庶 (皇)上帝 言三其上下祭一也(中 相親也(孝 文王 This 一於明 覆無小外謂三之天一以下主二 一而已矣 īňj 郊 条!! 尊無中與並一謂二之上 堂一以配二上帝一(孝 心 Tri 程 得二上帝之感 115 17 I二大、高雪 IEE大、五七三 I一大、高 I 元四、三七五 一故上下能 ric 11 110,110% レ天宗二 1251 人

上流

は

天

地心

主学

を

指し

てぶ

五八

II

天

郊社之禮 陰隲と名づく

所

三以

315

三上帝一也(中

I六二 大九 小 語」小天下英二能 及中庸 王 上品上生 上棟中棟 上天之成 上天之裁無、舉無、臭 上天祥命無三站息 率受三上帝之称 無 無臭(詩、 命 砂 一焉(中庸) (詩大雅文 Ш 大雁皇矣 日二十八四四 二九五、三五八 い六二、九七 工芸品 V ES ES Ш Inth

八九七、一八五、二九 IV بناز 一一五、大三、 I

图10

小路

南

針

長國家一而 為 小帕一合各佩一府之一 以 以 之間云々 行篇こ 被爲善之小人之使 小人間居然三不善 小祥大祥 小女中江氏昭明墓 常品等三信子經 小子宗即 子男:平(半經 敢遭三小國之臣 告者明王之以 古日大學學 小學體裁 小學之調未上終上篇 小學史記 落古並至(大學) 大學) ( 藤樹先生之行狀 (朱子小 一大體 13 755 川山 文選 台、 一桌一於孝經一面推二行 131 務三以用 一親養」親係三小孝一 小學一小學學一大學 し 和養」 親偽二大孝一 学治一天下一也不 計 烟 小學は其の銀目な 一件為一路生一手 一而況於二公侯伯 狗 II; 一無」所 詩 家 1 者必自二小 為三國 I T 五四八、五七五 川二五八三九 I ME TERM 七月篇等 五八七、五八九 一之以 三二 細之為 不上 V I I一公 I八七 家 11 歪 TE 10 水 庄 生 台 店店 召公 少連(論、微子) 非とす 據三阿堂神主書 正直 者寡(大學) 生」財有三大道二 體也 小人 (中庸 稱 庄や彌二郎との 庄右(姓氏不明) らざるものあり 正直の操勇氣の傑得てをすべ 正月十一日 生源寺伊佐雄 召伯之棠 乃獸乃禽從二小體 身體髮膚此 小人は功利を求め毀譽を以て是 人一矣(大學) 小人德草君子之德風(論、 3 小人と雖小人とそしらるれば怒 小人之中庸也 樹先生の風事 小體也仁義禮智此大 Ш 15 生レ 一九四、二五三、二八五、四一五 人 丞者 而 之者 無一忌憚」也 Ш Ш I五四七、五七五 I 五四四、五七五 蓋其小字 一九、Vぞ 三四、四 衆食」之 VE V II 語 V一空 VE V型当 I九 II II

類淵) II I 11年0 尙 杖 杖考 四書にのする所の 成佛得脫 乃竹像之魁梧岸然可以畏者又哭二 **尙友千古といへるは此こゝろに** る尚太は無」之候 てそろ 山灣金 Ш 諸賢 二公、 、者ほどな 三四九—五〇 四番三 II 語 I四六九 I

尚書(書經を併せ看よ)

邵 松 松賢寺 據三祠 邵伯溫 士之手! 如二先天圖一邵子(雅) 邵康節(邵 稱一德松 堂 一神主 世 雍 |書||諱松||者蓋小字 以前在三方 III 一类、二九 I四只 I一型 V 三公 V空 V

工尖 I 公

涨

身に

致三承當 氣味に成候

正

笑 阳 城 笑柳軒樸鷗 庸) へ昭穆の位置 宗庙之禮所॥以序二 (小川)城太夫 と方向 昭穆 V 也 川田二、HOC V 工一类 II 五五

將 音 將鑑篇 商丘開 將迎 無」將無」迎 章氏兄弟の (章句集註其義有」別 妻相淑睦す 亦不」逐」物 工五九四 I 三 川四語 I 空回 TI III OF

淨 捷 捷徑醫筌又々記 其理に中リぬる云 淨土三部經 捷徑醫筌 なく霊明常に昭々とし 心本來正しくして黔迎なく意必 Ⅲ二五、V六三、人九、九七、二八二、二九

て應接必

II語

常 門下老圃常耕 常耕紀聞(藤夫子行狀聞傳別名) 看よ) 淨飯王 淨土房 常省先生(藤樹先生第三子) 常住不變 常住不息の良知の主人公 常住不易の天君 常州の百姓 常耕紀開 0 妻の孝 V七、三八八一九〇一九 (志村仲昌を併せ Ш 山三東、三〇 三三三三 II三大 山西〇 11四日 正豐 工三六

[(附)常省先生眞蹟(會約)] 常省先生神 常省先生書簡答三質問 常省先生三綱領の歌 常省先生漢文書簡 庸解を作て狗尾と名づく 先生季子季重(常省先生)も亦學 V <del>=</del> V 二六 V 三量 II E 工

マ天

カン

常省先生の戒名 Viloo, illi Viole

五七

總

索

引

シ(ジ・チ)

個

色

無情者不,得處具 誠者不と勉而中 忠二大学 愛一所」謂順三情議之父母! 者也 以二情愛一謹」身 中」是理人也中 常省先生沒丁 則 馬 不 順し親 思 僻一大畏三民 I Mi 亦以三情 得從 II 30 介 形

情

從

常省先生

告荷楊 象設亦備はり 所問順情成之父母一者 情識之父母 森太湖 欲已發之後一見 Ш 四四四一四百、至00 大 た 也 I liet C. A

轁

20

州信 周禮大宗伯) 裳衣 ---朋 Ш ハベーハハ 11 11 1 72 知 E

111 įΓ. TI. 111: 前經城 任

CIT 677) (11) 2 5

の威儀 W 能 允、 元本、 II Y TA V pri hi

田雪雪一思

讓

家職

一國界」讓(大學) 腿

100

17:4:

TES CEL

In ... 2 . 420

研除療

6

0

1.

子の道入倫日用

[11]

小園主

- }

と 残思 L'Y

商人の 11.1

119

飲

縣

0,

11 雅皇矣 不し減 1 知 MI 一帝之則 五一六

二(大

食三世 于常 111 13 以一件 111 一然に

食出事 食後に 11 身かた 朴 7. 136 改めて春山と名づ - 3 III 九九、三大 V E

是以 程史 程后 温し [14] 程 海之內各 戰 を 11 以二川 片波 米助し III 1 川公 レベン

III 1

H. H.

開館ソク 祭 学組 11 ツを看よ とない M

觸發感得 開發心氣象 後印證 川三九九 VIO

知でいるよ 觸發栽培 粥南都茶 京物 Ep 12°E 0) -: V pu V VES

FI

近くりに 及一兵知い之也一 るは空しく 受用して得て 知るを謂ふに非す 也 MIS 知るを云 11

見 不善而不一能以思思而不能 I 四三八四五八四七八四九五

> ざしか しわしわき「答 先登の賃に襲てる 學者 はくば心得よ富 未 能 انوا H 至善を 13 は心得とこそ Ш四天—五 Ш Щ ル サナ

> > 性の繁党を

道

心上云形氣

II TE

Ш

人心を點

化して道心となすⅡ

心と道心

人 人我介 大中至正 人極惟時惟處英二非 の道即 ち人極 心命也 I

人柳 以三人種 自二人降三生 111 色毛 英ノ不 三命レン 「大九九

K

人根未断(孝弟論 人經(一名原人) 强之上者 (劉念臺)人極圖 上帝鬼神所下以假二人形一 I 间间中 I 11

求三人心之便利 者為意即人心之間 喜怒哀樂發三於形氣 心悟則人心勢盛而道 mj 也 心不上明 有三計較一 「公言

AS JE

於一版中三書、大馬良· 理賢人心悉行 道心 人心惟危道心惟微惟 使 人心聽一道心之命 精 111

一面川中至 二

II へ人生の矛盾 先生心宇宙觀人生觀 を人心と云 人生全く天に委であるもの 人生七十 有幾年云 k 宗文觀 V二六七、四五大

と他 氣察所」拘人欲所」截而失二本心 人道、 人道圖 人欲を克ち 人欲熾而天理 人而既心(ニンメ 人性感通精質 八事 WE 去つて良知 虚 ンを看よ) 川六、六八 15 III 一次に、五九 致る V M

看よ) 如くことなし 人倫日用の間に於て 人倫目用の 去八欲 人欲を去て天理に 人欲さかんにして天理滅 存一天理 [[]] に於て (事上磨練を作せ 復 -[4] 琢磨する 研琢磨 エなり、一三大 正宝、三元 ナエ 江 II

H.

温」故両別」新(人倫)月州の裏に 於て路線し得ん事を要す II E,

靜室間坐雖上無二心猿之跳弄意馬 之有難一只是結疾之間日而已 五七、二〇大 I 川北

今ほど心學に御志御座候旨云々

於千百年之弊

マミ会

先生(執齊)以二心學|欲」有」濟二

心學を窮めたる士

11100

110年、11五、11三九--四一、11五八、

心喪之義

マ雪

一心四、四の九、四、三、下九九

Ô

心脏 (仲藤博文公海贈)心盡孝經 V 四七三、四七九

心學は凡夫より聖人に至る道な

心學の書

V五O九

V二次

心器并經 II I 丁元九

> 心業不二の良知 心氣理總論

V三天

正型

譜 心學於江西之僻壤一 止一於至善 者心學始終之眼目也 指示無言之心學 1一至、七 I九五 善者1未」有二心不善而事善者1矣 心事是一也故事善而未有二心不以 (王艮)心齋(陽明の高弟) V吾の

心事元是 心術之要莫、先二於除、滿致下虚 一也云々 V

迹 說 予嘗欲」啓二童稚之蒙一故分二別心 心心融會之妙 心術の精微 心術躬行 心術 四四〇、 I 三八七、四〇七 五〇六、五〇八 巡三支 I <u>C</u> 正型大 V 仁

山田子用二其力於心學、智旰教々

1 八年

I

心學女集前即二冊)

人工心學之門

川一力於心學| 有少年三子兹| 焉

有」志三子心學

心學と經書研究との關係 丁二三

I一公

へ心迹の説 自ら心喪し 服すること三年 Ш 一只——、三五 工三全

11 15、高、電景、電光、 1水、八人、八人、三四、四

> 法思過」牛矣 克悟二入這裡(允執 心喪之誠 這億(孝)是儒家第 得」接二其心傳於本邦百餘年後 V四五六

心法之要在『審」幾而誠二其意 一之心法也 三厥中二一則心 I == t V三霊

I大九五

V EOL

心法 心法の把柄 中を心法の極致とす 裁制一使中台」宜也 心法所下以行」道而有」得二子心之 山西へ、マニ雪 I二当、三 II四大 工美

心法圖解 (大學) 也(大學) 未上有二上好上仁而下不上好上義者 仁(書、金縢及論語) 心法の學 心法圖說 孝弟と仁とは同名異體 孔聖賞揭」此(忍)以開三示 堯舜帥二天下」以上仁而民從」之 心法の實義 心法の取入 求人仁之方一(論、 類淵 IMME、五七五 山杏二、杏宝 小司馬子 I 三 云 I三 V V 五 の た 川二公 正六三 I I 英

> 也(孟、 孟子日仁也者人也 心上) 親之愛三其子一仁也 其實一而已 就一德愛之親切無欲處一之謂」孝 就三德愛之至公無妄處一之謂」仁 周子日德愛日」仁宜日」義 I 空一 孟子曰親」親仁也敬」長義也(盡 盡心下) 合而言レ之道 I 空 I

一家仁一國興」仁(大學)

為三人君」止三於仁二(大學) 仁卽定靜安 1五六、五二八、五六八 I至三、五空

(孟子日)仁人心也(孟、告子上) 學問之道仁而已仁之道孝弟而已 朱子日仁則簡溫和慈愛底道理 I 三九、三、空0

孟子日仁天之尊爵也人之安宅也 I 大四四、大四九 「公室の

仁者人也(中庸)形色天性也惟聖 仁者人也(中庸) 仁者活也 性以」本立」名仁由」用示」本 (孟、公孫丑上) 人然後可二以践口形へ孟、 盡心上 I En

五九

心

11

Ш 水

これ、これ、こここ、

V四合

13]

シ(ジ・チ)

德愛之日」仁

耳三元

中席口仁者人也親親為人人 仁は廓然として無三私心」工一会

仁者人也親」親為」大(中庸

仁義禮智の條理 不比生仁愛之根本 天地德日」生德性之本源脈無三日 仁者人也 (以二仁義禮智|配二四季二) 中庸)上見少 I三元 江六六 II 🗠 II A

仁義禮智信 朱子日仁者心之德愛之理也 孝弟便是仁根之第一透蘇第一勃 1 大四五、大四大 正公司

所二得以為心未發之前四德具焉 朱子日仁者天地生物之心而人之 I太山九

仁者樂」山智者樂」水(論、雍也) 仁者以」財發」身不仁者以」身發」 IEEE、五七五

仁は一貫の本體一貫は仁の機段 德之無」不」愛仁性之全體 丁三九 唯仁人放二流之一进二諸四夷一不二 此謂"唯仁人為二能愛」人能惡口人 與同二中國(大學) 工器二、表過 (大學)

仁中の證

仁 為」仁由」己而由」人乎哉(論、 仁は人々本來固有す 仁は萬物一體側怛の心より云 者渾然として物と同機的の心 正 II ~ 正公 逝

仁と云ふは萬物一體的の心云々 仁と云は人我一體的の心 五一交 禮と仁と同體異名 る(論、述而 仁遠からんや吾仁を欲して仁至 我欲」仁斯仁至矣(論) 工產重 II == 工公人

天徳の人にあるを仁と名づく 1101、一品

なり 明徳の慈愛を 天命之性にして元來同體的のも 仁知と其名異なりと雖ひとしく 仁と名づく)・五章、一一一 へ一體の心は其の一體不二より 德愛を 仁と名く萬物一體の本心 仁と名づく 工一先 江公

> 純一無雜の心仁の本體 天下歸」仁(論、 類湖)

仁、仁愛、仁德、仁厚 仁は無三意必固我一萬物 一體的

仁之實事」親是也(孟、雕婁上) 仁者必有」勇、 仁者人也(孟、盡心下) 图图》一图书、图束0、图束一、图纸书 二九五、三五七、三八七、三九一、四二八、 勇者不二必有口仁 III Ш

仁義 仁義の勇 仁義の師 1110年一名、三雪、六 110一二二一益、 一二、六八、五三 川北一公 11二六

II

仁禮 仁孝 仁虐の報 仁義禮智信 七九、二〇四—〇七、五〇八—〇九 Ⅲ二九一三00、三0四、 世二川、川川一造 三〇八、四四三——五〇 川大、四九

> 與三國 名也

人一交止二於信二(大學)

萬物同體の仁(バンブツを看よ) (仁と勇) 仁上殺生成 11一高一室 川八九一九 III

江心

正一益

萬物一體の仁(バンブツを看よ)

成」己仁也(中庸) 力行近三手仁二中庸) 仁に至るの工夫孝にあり

> II 金、允一九、三一、三宝、 工 H 事 無所逃而待」京者是非二中生之 仁人心也 動也愛耳 仁者乾元也包二括天地萬物一其感 父子の親は仁なり 一只假三說此事一 六〇 川田三人、田田田、田田、、田田七

VEO九 マ四六

臣 (孝經) 於父一臣不」可二以弗口第二於君 故當二不義」則子不」可以弗中爭 治」家者不叫敢失二於臣妄一而況 1二七二、三七二 I 元 元

(臣下の使ひ方) 大臣と小臣 臣、臣下 所,求三手臣,以事,君来,能也一中 於三妻子一乎(孝經) 工三大、三量 11七、人九、九三、二宝 11分一たの、 川た

信 仰和 仁之無妄日」信 人言爲」信形二狀人心之實理一之 1100一四月,1100一日 I VER

朱子日信是真質無妄底道理 無息信名以此稱 仁愛之為」德眞實而無妄至誠而 I

北溪陳氏日誠是以上命言信是以上 I大四四、全文

者生之主本也(淮南子)

忠國三天命一信屬三德性 朱子日信者是衡真實無妄底道理 信衛三王於四季二 I大四四、大五大 I L I 高空

本心也信者就二動時一立,名純 忠者就三解時一立,名中立不倚之 無雜之實心也 I

神主堂

るは云々

文帝好三神仙

I票 VEOR

I

結構仍舊規神主儼然祠堂に安ず

先生及公奉二神主於西城

而祠

マ三岩

つからざる故也 學者の徳に入がたきは只信のあ 造信古 ROW II

神通

神道大義へ三種の象説ともいふ

I 戀

正交

信は動時に就て名を立つ純一無 雑の強心 正公

神道大義(蕃山の著)

一册

V三四四

信心の襲り 川 至、六、九七一九、二宝 川台、三の、三の、三次 II Th

> 神道(天道の意) 神道大義寫

Ш

一二宝

101、1四1—四川、1月0、1111—1四

二三一、二三八——四一、二七五、四八九

に関する周禮等の記事と

神道[我國の

Ш

四大 I

(神道 一に關する蕃山の意見) 11一九一二〇、二型、三四、四八〇

神農 神方奇術 神農之像賛 謹賛二 神農之尊像 神道與秘二事相傳 神道之學 V宫、空、V云、空、 九、六五、二九一 Ш 六一、V空 V三六 I V 四 0 次 Vhh 眞

li ?

日月の會する所

Ш

4-04:

感而定通者神也

通言)

000

Vel

17

身(ミや併せ看よ)

一不三敢毀傷 「二六五、三つ九、

的問照の遺物

V

四大

者之始也(孝經) 身體写前受 之父母

> 神水神火交泰既濟之妙竅 心(坎神水)惟神火) 工三九、三二 I四四五 I 天地明祭神明彰矣(孝經)

> > 氣一并而充」身者也

(眞吾假吾)

I三元

孝弟之至通三於神明 知は心の神明也 神明の助 神明の眞徳 無」所」不」通(孝經) **山**六、空、八二、一七、 一光三於四海 Iニかつ、三六 I二人九、三六四 工學量

四一、三四五、三五四、三七六——七八、三八0 二七〇、三二七、三三五、三二七、三四〇— 元三、四一七、四三〇、四七八一八〇

神信仰 疑なし 神明 神明は無上の至尊なり 神の道と大に異同あり) (神明に對する先生 后世に至て神明と仰ぎ尊ばん事 神明を尊宗す V四大、五九、六五、七二、一三三、 Ⅲ二四里一門、門( 0 四八——四九、四大四 思想は惟 V一只 V E V

靈樞日眞氣者所」受三子天」與三穀 神定氣和 り(藤樹先生の風丰) 神氣安定にして平居の間從容た (神信仰と儒教) 一も忘れ百も忘れ 致知 11二四年—四七 も忘れて V V宝 V 兲

> 眞知 誠純 心し 洛下眞祐謹寫孝經啓蒙 、好惡或起二於意念上一或發三於真 假志真志) 「大學圖書館本)I二至、三00、三0三 一無雜真實無妄昭明靈覺 無雜真實無妄之謂也 (京都帝

真樂 眞丹[支那] 屬し重要なる資料を含む 古來先生の眞蹟と稱して愛藏す 眞(德秀)希(景)元 以 眞贋の甄別實に容易ならざる所 眞儒(儒を併せ看よ) 誠と名づく) 眞志(志を併せ看よ) るもの多くは門下諸氏の敬寫に (一體の心は其の真實無妄より ぬれば所」謂真志なり 此(名利を求むる)心を道に移し 川四一へ、四方面、四八七 11四七四、四八四 工空、一些 江川の人 三五 1至0九

索 引 シ(ジ・チ)

總

大形者生之舍也氣者生之充也神

眞文忠(眞德秀) 眞性活潑之本體 眞性活潑の体

19

能出 奉洞 1: (大學引) 111 泰の移公 大心洛麦紫氏 11: 43 . , 悠仁: 个臣 FE. III Ш 111 1: 1 101 修首 4:5 問言德 自 反也慎獨 一要領 100 111 採

行心文公 成公の 1/4 7,0 失人即鄉 护 L (') 殘心 V. III 1 9

70

33 何子贈 之本部 參也吾道一以貫」之(論、里仁) 11/3 1-1 50 1 饭 何是三以知

深衣考 (立像) 衣を着せる藤樹先生の 借像 V

17

るもの を玩家些 深奥なる哲理の究明 深奥なる哲學的思想 る状景を如 Ti と自ら知儀 二に物語 V V 乃全孝之心法慎獨之要也

格致の

要は

慎獨

7

候

II HOO

進 曾含 診脈 水戸ン編単に かっ といる 深心住成欽 V

彩 11: 115 上親進退可

進修 不養

I

等之間也

(孝經啓蒙)新本 丁三六、元九、三五

親民の二字心事相領二

115

II 九一二

親民(大學)

度(本經 I六二、量

> 本 調 教以二身教二言必可,在二慎獨上一 收成心面過 而遇上不」可是作二聲色之致:而講出 致 植 良知之學而慎獨之謂也 三司命: 而不」遊三於其 三之慎獨 非行兩般之功以 心也相能 ,ik 三之口以一以一立一大 النا. 用」工告所三以 Ilij 1八七、三六 以二慎獨 THE WAY 照者 I H I ナレ

- III

背)矣 慎獨之工 學者自反慎獨之規矩必於」是具 慎獨玄機 何以形下容不二敢毀傷一之敬心上是 1211 后為五重也 慎獨解石三八 深淵 程必如三湯之一盤銘一向 景川山此 411 版 三海永 二此 克去一一元

11: 慎獨者存」剛之敬也 知之靈照一之間也 知 獨者審一念之幾一而不」造一良 獨者尊:德性以為二身心之主 傳所。謂慎獨告此工程也工一之 |於至善:)下文所 1二次、三つ 前格物致 I六人 I 初

未發 傾倒 慎獨は入聖 慎獨は即格物 準則となす 中和は本 で見性の 慎獨誠意の工夫 慣獨は關東にて 20 時に 他 筌蹄慎獨の準則を 1: 於こ 0) 0 门儿 脈 拉 妙 何 知 3 1 3 銀り 05 4: 145 忧 15 饭 IJ 獨 を指點 7 心併せ看 川四大、三九三 憶獨 11 II 正金 開 II 亦

動時の 静時の 恒獨 傾思明 孤 慎獨(大學)及中 は即良知の別名順は即格致 候獨 慎獨 辨 III二、图、图、态 III 九、一八八八五八八六八八九 E TE 田園たの 五公 正全

新著門集 慎獨玄機 慎獨者古來學術之要語 清澤にして身安效承ざれども備。慎獨の工夫篤實專一なれば自心 慣獨の工夫 可三法守一者也 Mij I 「四三六 华儿 マニル五 V

W. 1/3 兵二十

1,4

V三元 III

11 宗廟 新知 教三民视愛一莫」善於孝一个孝經 平八八 君子賢三其 新明中具衛 新巴善二郎 (字經 低」致(大學) 身犯日亡人無三以為b 賓仁」親以 村海六 致敬 绿 列 嚴以致敬以 1: 例 賢 不」忘」親也(孝經) 而 親三其親二(大學) 上親以致 愛 Ⅰ 五三九、五七三 II六O、后去 I 五一八、五六二 V一些、完 I 二八九、三六四

質無妄之親愛是也 人之。其所二親愛一而辟焉(大學 至善)以 」情言」之則至公無欲真 工公

民一指:至誠無息之良知:問二至 德|指|明德感通之大頭腦|謂|親 (親民所) 善は親愛の異名 指三天性光明正大之全體一 孝經所三開示二膝 1 礼散 丁玉二玉、玉六七 I 公 I TE

16 Įį.

公看

1

244

819

规 仁者人也親」親為一大 親民 は川 德 必然通 愛 施心上 110 MS 四二二三 II II E.

親民は心上に在て講ず云

I

親」親則諸父昆弟不」怨(中庸 九 神经. し親 」親也(中庸 П 五六二、五八六 II 大九

助

助

生

П

-

(中縣) 先生親炙門人之孫子 視號沒而區學微 视義別所 规规之 なっと 信后 19 賢之等禮所以生也 数 綿 Ш K 七六、四七九 不一子 V 31.

粉雲の妻朱氏 (') 纵i 113 V三六 III 末 劉

## ス (ズ・ヅ)

小人領ト 須川信行 海馬 (くるしまと云大賊 福 V Œ, 李 杉

人尔他則 心條 学 山龙 小百 漢書、 制品 1 四出夏鄉 构 1163 你 )圖解 III

吳絲仕編四書節 194 X,

彩

水

131

シ(ジ・チ)、

ス(ズ・ヅ)、セ(ゼ)

原玄齊

崇 避 PA 水 景夏寺 隨身の規矩 隋朝經籍志 其發為三是非 (四書 律三天時一下襲三 0) 淵叢は圖説にあり 係を看より I产艺以下II产四以下 智則別之理 アド + IANO 也而 正生 大四人

**崇保軒(中江治之元立右門** 经三条保 崇文門 崇道盡敬天皇(含人親王の追號) 邊 軒門弟治之 0) 所 人 0) 母 貪欲 Ш 過益 の報 V四六 I を 鉛

鄒國亞聖公(孟子 V公司、三回 Ⅲ壳 V 心 皇 ব

德者本也財者末也(大學) 内ン末年」民施 少奪(大學 I至三人、五七三

外上本

季重(常省先生 I 至べ、玉三 V兰、三宝

杉浦重 看よ) 季重父子事蹟 季重(常省先生)生 剛先生 剛 (梅窓杉浦重剛 V の賛 一至七、二二三、二九、四九 常耕紀開 を併 V V to 世

I四七、五八七 みすく 勝 心 0

旣 鈴木佐助(會津北鄉之人) 既觀而出 助九郎(佃を看よ) 熊澤 熊澤)助右衞門 VEOE II四元 V心心

則 皇御孫尊 世話に寸善尺魔と申ごとし I 三九三、四三〇 四二、三個 V四元五

寸善尺魔 Ш 量、VIO II =

七 せ

マ声気 是 世賴(志 世故 真是 と名く 世 間 老 0 知 利害得失 村周 ŋ 眞 治 非 を併せ看よ) を知るより良知 工造、101、二量 V三元—四0 II

勝沁氣すく すくみへ木みともかく、醫學の 笑もすくみな 志のすく より來るか) すく 打 3 弘 ŋ 7 七、四三六、四五七、四九七 11三七九、三九七、四 Ⅱ三九—四0 II三品 II三七 四谷四

心の

良知知二此是非

II iii

是非素定(明德暗病)

11四四人五二

右(平田助右衞門を看 よ 是非 是非の素定好惡の執滯 兩端に過ぎず 0

天地生物 心之生意 繋解下) 天地德日」生 是非之素定 天下の萬事千條萬結 生前死後の規矩資糧 與」我都是一生々相續完着這个 生國江州高島之者 不以同以時者望 萬年有」言云學不」 大德日」生巍々唯 時は素定の是非と云 自」有三天地」以來無二日不口生親 (易日) 天地之大德日」生 一團生意 雨端を執て中の Ⅱ四00、四10、四五七、五0一、五九六 0 心 生 々無」息 同レ と跳 I二た、三O九 本體無き 道者稱生 是非の (易、 II = 元 マニ岩 I O I三元 V 工二九 П 三浜

E 写 有以所三念懷

一則

不少得二其正

工二七、一六二

死生之義備矣 孝子之事」親終矣 生事愛敬死事哀戚生民之本盡矣 生知安行

Ш

(生知安行)(中庸)

六四

正義日天子大社東 失: 諸正鵠|反□求諸其身((中庸) 此其易也 正義日庶者衆也至 以來配之同前) 在美日古者前。師為 正義云(疏云注疏 同前 易坤象博) 、疏云を併せ看よ) 義日以」一管」衆爲」要(同前) JE. X 云光明 云を併せ看よ "情為三庶人 方青至二日」商 レデ(半經) I I A TOR 1二七二、三九 1元二、三大 Ⅰ二次、三九 I I KE BOX I 玉二四、玉六六 四通至二 - IN 11

正鵠は二つともに小鳥也云々 | (人) | 图0

II

正心以 傳單學三一件 察するの義 心は内地に於て點檢し存養省 心以下の傾は両件策學でⅡ 下之傳輸學 三兩件一誠意之 II I H. II

四岳 西河合集 號二安宅|而弗」居舎二正 (孟、雕婁上) 編拾遺補遺 心脩身齊家等の 堂)東敬治 續編補遺 TILL Trel 路 一所不と Tril Tril 八天工 VEO I III II Z V かい

告荀楊韓於三情欲已發 之後 見 上帝所以造三化萬物一者理與人氣 性 西洋崇拜の思想 西銘(ニシノメイを看よ) えたれども恐らくは誤) 西江(大儒列傳先哲像傳等に見 14 mi 湖園(人名) 已氣以成」形而理以命」性焉 V いた 七五 一合

學 性以」本立」名仁山」用示」本 性即五常也五常即性也 無一聲無一臭 性之實體有三玄妙 好二人之所」惡惡二人之所以好是 率、性之間」道(中庸) 所以發」性以立一命也 物貨港之殊 以外言之之則 謂」拂二人之性一萬心速二夫身1(大 萬物 不測之神靈一而 一原問無二人 IEEE、E I 一一〇、大七五 IA I I大宝 I 治 I

中を見て性を見るときは見性た 形氣と天性 性者物之生理心之主宰道之形體 能盡三其性一則 能 盡一人之性一(中 I高 II

中は性の別名

(誠者)性之德也(中庸

工力

五

性命の道

皿六六

Ш

100大

性命の資

性と氣質と渾淪和順にして相も 天命之間」性(中庸 至誠やむことなき之を天に在て 性即天命、天命即性 存心即ち性を養ふ工夫 種々の設 諸子は身上に就て性を見る故に 自」誠明謂三之性「(中庸) は天命と云、人に賦しては性と (告子以後の性説) あ 也 II. 四公 工类 工汽

とらず 震覺の主本を指で性と名づく 太極形氣の主たるを性と名づく 工電 II 北上

性に復る(フクセイを併せ看よ) II五六

性の為 て一體とす 知 人己が性の玄妙なるこ 心德也 虚 圳 Mű 應萬物を以 とを不と II六 Ⅱ玉九 II SO

性は虚態にして所」倚なし所」謂 性は氣の中に就 人の性本來無」可無二不可一 心の製型と性の製型 て事ら理 を指點 II E II 1

酒

はず

II IL 中地 性は心の生理

性は天の命ずる本然の處より云 性は體にして道は用 性は即天命之性人 謂不賭不聞の知 10 (1) 根 元所 II 工造 II五九 工类

性善說 以三性命一相友愛 忍」性衡」應修」行之端 性を盡し命に至るへ易、 性は震覺の本體 性は萬物 性は萬物 0 110岁、三宝、二金一次 說卦) T. 工型 II I III 正三

直即明德明德者人之性命也 陷三湖形氣之私 mj 脫三賊性命之 I

性命合 性命の學 Æ. 光陰如」矢性命は無價の珍Ⅱ至八 加二元九 I 正四九

세: 年三十三讀三性理會通一不」感 沙門會通 會通體元剩 inj \$1Te 人傑明) 171. I ナレ 、一一天 I 36

天地萬物の

中

H

青淵澁澤菜 (政治と農耕との比喩) 政治へ法度、しおきを併 天命性道台 大全宗廟篇 廟制其大體見三子中所 性理會通 と法治の別 Ш 一翁皆 III 三天一三九、五八一五二〇 三宝一宅、マニ、允 或問性理 4 看より V = FOIL I

飯 例

iid K 説ける政治論 Ш | 四一四四、米|

事として通ぜざるな

ð

を

聖と

ふ(書、洪範注

0)

聖

聖

は循小

工四七

工造

正空、一公

抗は他 34 根 本 とす Ш Ш

存養は静時の省祭省祭は 省察克治 (傳習錄上) 0 Th 動時 天地は猶大體的 聖之至味

廊國守理公(會子 VIIII, III 聖學 躋」平躋」野 乃聖學を以て己が任とす 聖希」天賢希」聖士 聖之所三以為中 體的の天地

希

賢

V三売 V四元 V四五九

Ш

A\$

清酌庶產

清酌之鏡 清酌庶產之奠

**聖學成功** 聖教本源 **聖學圖說** 鄉 悉是無言之教 地 V 也 三、三(漢文) I三二、同 V至、公 I 言 VAX

脸

有,些行了,終

小し

115

流分者道

清心尼人先生

0)

妹

盛他至萬民之不正能

1忘也(

施

茶

131

せつせ

**聖賢の域にかなひたる人品** 聖經の本源 三才之靈樞萬世之師範也 工云 聖經者上帝之誥命人性之注解、 11一宝、六九、二九 V 季

I I I

盤

脱儿儿成少理

I玉/、玉六

志者致知之始蹐」聖之基本也

I INO

聖賢 聖賢時中(時中を併せ看よ) Ⅲ二二、三八二三、二六〇〇二二二、二〇〇 正公の

規矩方圓之至也聖人人倫之至也

Ⅰ二七七、三三九、四九〇

I四O大

I

I四九

擇二每月聖降日一以爲二齊戒之期 聖 聖賢之典要格式 **聖賢之遺** 法 正四里 四一元 V 空 Viii

聖誠而已矣(周濂溪通書

入一聖脉路格致之工程

I一大

鄉黨全篇明三聖之時 孔子聖之時(孟、萬章下) 心之良知斯之謂」型

治其所」因者本也(孝經 聖人之数不」肅而成其政 聖人にして神人 從容中」道聖人也(中庸) 誠神幾日二聖人」(通書) 非」孝者無」親此大亂之道也 要」君者無」上非二聖人一者無」法 聖 (自三鄉人)以至三聖人こ Ш 一七二、一九六、二六七、二七四——七五 I二八五、三五七 不レ嚴 I 200 I一元 <u>I</u> I公 而

曾子日敢問聖人之德其無"以加二 三日而食数中民無三以 」性此聖人之政也(孝經 レ死傷レ生毀 I二金、三犬

> (孝經) 易日大人與二天地一合二其德一故 聖人立教之宗旨 夫聖人之德又何以加二於孝·乎 於孝一乎(孝經 日二天是大底聖人聖人是小底天 II六0、温

なり 從容中」道聖人也(中庸 道之凝聚而有」形之神理也工學九 夫聖人者自」頂至」踵全體都是至 聖人の子孫も又いつまでもなし 中和に致るときは凡夫も即聖 聖人にいたらざる前 II C

聖人は純 さはりな 聖人發」憤忘」食 〈聖人の徳〉 聖(至)人は金 聖人の法式 聖人のみ生知安行なる所以工芸 大哉聖人之道〈中庸 至善にして意必の病 Ⅲ 竺、芡、10二—0九、 石 05 ちさ 正 II I I III OI

六五

聖賢英雄奸雄の別)四一八一九

聖人簡易廣大の宗 聖人は生知 聖人一貫之學 聖人豊不」可言學而至一馬手で言 新以二學人·傳·百 聖人は天 聖人は日 聖人の您 聖人たらんとの 志の 如何に 学人ノ心 流左 りしかを窺ふべき貢蹟VI 人は四海 夫野人倫聖人を以て目したる 人學で至るべ 胎純熟(結胎純熟を併せ看よ 度止善書院 人之神道 人立教之宗旨 村保野僮一街以三學人 L 切如 安行 [ii] 3: 竹 し賜 ١ 家とす 致三安從 以 III 叫 3E 三四、二七五、 亦 m 木 於 一二、四六、五四 III III III は (禮、 V E 47 ニスーニた 候理像 塘 V 來一冊 (四) V V五人 V V III III V 1 V近 Ш .'5 17 1411 120 E 1.4 34 36 郡 M 大學工 為一次 精巧 窓竹 な後 則二年 不下い、 執二厥中一八書、大禹謨 策占之旨非二吉凶悔各之計 势力 思 你窩先生 當下自在學凡一性 做首章單三學 精里初集抄 精和人神(易緊 人心惟危道心惟微 勞至(菩薩 3111 ıtu 精微中庸 致 势 中 心好势州 一門附梯 意大學) 州 一一一 洞津石河定源謹書寫之V為 易 一體生死不上息散 三平儿 領 大一而盡三精微二中 ıli 程以三誠意 间 11一个二、一个五、三八、二心 仁原申候 直被 0) 00 0) 道 京 *j*111 沿龙 0) 衛车 用 宗 1 13 作 14 H ilij 精 不领 III III n"] 以二慎獨一 I st. 惟 朋 三つれ、三 V TY Lui E. で四次 I py 1 II VE 平 I V V五大 10 -

格物 (先生 (縣 明明徳の 工夫を用ふ(個智錄 誠意を以 滅流 大學誠意 大學誠意傳以三自 成意之功無」他格 大學之學 自然之好惡一以 意圖 對する三宅石港の批評 13. 機先生 III. 2) .E. 致知知至及び て注 信記 功程減意の一 學 Ilij Alex 以三自 · (1) L 0) 為三國意之準的 Ü 13, 1.1 謙 門二示太 十分 卷首態印、II し格物致知 الا 設意之功 ihj II 挑 成 路 九 11 為一五 示小心 に配着 一した I 川九五 I 0) 任 他 武

静時心源を澄して完旅倚處なき

山自三部事一樂 靜坐の心法

誠明 王子の 致知 慣獨誠意の 上に於て誠意の功を用ふ 子は專ら一念人微無解無臭 を誠 (中江藤介對州侯より 所謂格物致知即誠意の工 TO: 工夫 の工夫とす 正点大 II MA III 31.

凡言二音者|者其意有

赤子核提の 郷安下) 大人は其

用字

0)

ic

赤子の

赤

-5-

0

心を

失はずへ孟、

川流久

II

見三人力井

赤

-5

彻

隱自發見 1三

13th

(1)

傳

0)

外界

10

件分

3

赤

其以

14h

11

如

保三赤子へ大學

1 揚出

> 石·山議論 石揆の妄

0)

死

心

川四天一元

VEO

11四十六、四十年

石門心學

13 75

夕庵

靜中之動動

中之靜

マ四天 II di

解純 静時 程なり

(1)

の慎獨

II 全

忠は中心を忠とす 本體を立るを忠とす

存養の工

II 公

学 污宜王 明 ~i. III 1.

听

齊王

の子塾

1.1

人上将

2

雅

H

一世、五二二

育

衛軒文集 ら投解

靜學

11四三大、五一九、五三大

10

| 契    | Dr   |         |        |      |                      | U)         | 問                        |     |           |       | FA      |         | 60             |        |           |         |      |            |          |           |         |                    |   | M             | 版  | 198     |  |
|------|------|---------|--------|------|----------------------|------------|--------------------------|-----|-----------|-------|---------|---------|----------------|--------|-----------|---------|------|------------|----------|-----------|---------|--------------------|---|---------------|----|---------|--|
| N.P. | 扩档   | 臨別切似之萬一 | 臨別切偲之情 | 個    | 对于 也                 | 勝色至萬小龍。完者切 | 関上り他間貴商打見                |     | 海之家必有三餘慶一 | 善の係慶  | 積悪の徐殃、  |         | 碩人已矣幾星霜景慕今顏德本堂 | 浪草碩養老人 | 寂然不動之體 V类 | 放然不動の本體 | 切り   | 外原污染に減じ盡して | 止は寂然不動の間 | 總一無維即寂然不動 | I M. II | <b>浪然不動(易、繁新上)</b> |   | 母之認一發動氣一宜」知一般 | 50 | 席上一珍    |  |
| V    | III  | I<br>宝  | 工业     | I    | V<br>III<br>III<br>大 | 磁琢磨之       | 11.<br>64.<br>64.<br>75. | ٧.  | (易、坤文     | 正三八三六 | III = ~ | v<br>== | 類德本堂           | マ西学    | IN IN IN  | II四天    | 工作、运 | 心體寂然       | II       | II        | 山西流、杏宝  |                    | I | 然此一           |    | 一元一二ランス |  |
| 攝    | 群    |         |        |      |                      |            |                          |     |           |       |         |         |                | 200    | 12        |         |      |            | -        |           | 絕       |                    |   | 葉             | -  | -       |  |
| 1118 | 7550 | 200     | To.    | 1200 | 200                  |            | 12                       | Mr. |           | 101   | 34      | -90-    | 160            | Eil.   | ^         | 477     | ^    | ^          | 486      | 1         | 400     | -6-0               |   | AS:           |    | Me      |  |

四郎右衙門生國攝津後在京前名 醉文清 節を中の別名とす 即は外にあらず中即節也 店」上不」 騎高而不」 危制」 節謹」 中庸) 總三絕世 詩云(小雅節南山)節彼南山維石 女子諱葉(先生之妹) 度使 絕筆書簡 (而皆中」節謂二之和二(中庸) 惟元名友姓大神稱三岡山一交名 操、節義(守節、背夫を併せ看 (々赫々師尹民具爾瞻(大學) 滿而不上溢(孝經) 無備有之君子 無三過不及一之謂」節 四(子班」意母」必毋」問毋」我) 沈守正撰四書)說叢 セツン元賛の妻李氏の孝 學一一一般四一治」凱持」危 17七六、一四四、一五年 I二大七、三一人 V九、三五 I至三五、五七 11. Ig宝 I四宝 山三宝 三层正 II 治 VA 正全 正空 V 補 干 先 冉 仙 仙術 學而) 道三千乘之國 仙術と長生不死 仙釋の末流頑空を性とす 明日又與」仙 甲戌春答之仙 敬二一人一而千万人悅(孝經 千聖不傳の秘 勃:起乎本朝 開二千載不傳之道 千聖一滴之眞血脈 、仙佛と儒道との比較)

11二六四一一一一一一个、四九五

11三六二

一大七、四九五

11天

い仙成」例

冉求 先王見…教之可二以化口民也是放 脩」身謹」行恐」辱」先也(孝經) 先」之以二博愛一而民莫」遺二其親一 類 仙臺町に於ける岡山先生之御親 仙臺國分町 仙臺ぢやくひ 岡山自らの物語―仙臺下リ V補 11二金— III I 二大九、三六 云四一公五 一大七、四九五 V 補 V 補 V 補

拉

接的到他道徑 處率(動機吟味

15

身(對己道德)

I

總

茶

13]

せ(せ)

先売中川成共 (孝經) へ孝經 先王有二至德要道、以順二天下 先侯(泰溫)既有上建三祠堂」之命上 後1則近」道矣(大學) 1至八、至 物有三本末一事有三終始一知」所三先 先賢要語集 之明訓也 先君子之遺訓 民用利陸、上下無」怨、女知」之乎 行一不二敢行一(孝經) 工二次、三0 王之法言 | 不二敢道 | 非二先王之德 非二先王之法服|不二敢服|非二先 宗庙之禮所,,以祀,,乎其先,也(中 夫以」文會」友以」友輔」仁者先賢 II 态至、V四八 Iニキー、当ら V一元一号 V四九

V三美 マ四元0 V

I二八七、三宝九

I一歪、一空

IIIOX

身之愿處事之要接物之思

VY

蟬

蟬のながれきよくにどりなき道

一敬少事而信云々へ論

(赤羽子)宋三等於攝陽一

I六

先師 (師、 先師御墓園垣之事 深可以思三先師之志二 誠先師之所」願者也 誠先師之遺恩也 先師の講堂江州小川に在て云々 先師の學域 の區別) の志願に 先師、尊師、 つき淵岡山 先生の用例上 11五六二、五九 の立言 V 三0 V = 0 V=0 V 害 V三五九

六七

先備之説纂 集り云 先師親系師親系 先 先秦女學の 3 111 [11] 先 (先生 庚辰秋予(篠原元博) 蒙製体を學でべ (先生の谐源 圳 所以 1711 安置先師御像之 門御真筆致良 Citi 就三京師菜家一訪 但真 御命祭之命 如 の融書法) 丁買 家藏之學 から 1:) 11: 73 % 100 の學 [11] 粽何 先師 計 您如 人之孫 舱 L ٢ 也 4: 學 明之 して 思說 仙山 -5-二來先生遺 매성 II 江西三、五九〇 を著 V 願 は 9 大大、一五五 堂に相 ひ書楽 鄉 V FOO V E I V I合の 作せ 高いて 正元 111 141

> 武藝の類 せられ 先生が如 世儒恶产王子 駁一先生一 堂後有」室先 侯)に事ふ 先生意を 禮法詩女及書字 生改的 たるか 何に 用ひ て加 1: 致三良知 之說上以作 を立 []] 所通 す 监 末の 俊 彩造 L 178 7 313 歌 俗 し得べき真 能 IF. 133 文 術 在被破 (A) V. V す 信 V 行 法

> > 侯

字を使用せられたることなし

自方性命愿不

能子等の

0

先生が孔門嫡常 先生歸川諸州之士 佩」刀往來衆咸 たる所以 先生が 無かるべからざる逸品 た日本陽明 釋迦を以て の 沈 Ž1: 開 0) 11 加 學 TF. とし 13 者 -異議途息 者とな とし 武 八介子弟 て彼に V V て將

洪

先生 如 二先 能 4: 射 行 60 国 101 無 11 疎 偷偷 眉束髮云 比 V 一而其證 マ門地 K

先生 聰明 先生郡主分部伊賀守に見ゆい六 知三王 先生奉三斯 特 神野の書 達也 學 而 المال 他 疑 114 於朱 415 一 何 [11] 11. V元五 V四大 V H. 儿

(先生

0)

证

11:

LA'E

如三先天

S.

775

子(雅)

以

前

在一方 I

I

圖

也

正中之一

规先天圖也其上

後天卦

學者一因其所也

呼先生之德之行

111

斗仰」之在三

1/3

断

所

レ滅先

生書

11

州上之

四高、西

III.

E

生

の息

女

11:

所

正二出 II E

のおす の先生たる 先

性

0)

修養いよく進む)

見之超卓學術之正

大亦絕

三古今二

K

對する先生の謝禮) II 五: 5、五三七、五四六、五四九、五五四

> 先生姓 先 先 先 (先生祖父に從つて米 0 自 生自著持敬 1-燧 原 141 説原人に 子に行く) 一些一七 -) V V (先生

先生の 先生非三獨德容 豊岡先生遠生三乎東方之異域一獨 先 先生之學化三天 得三良知之藝 本邦道學の淵源たり 蓋先生徳崇く 生著書 不意也 下書 11: 0) 領地 俗稱 學術 の義大阪篠 0 は 百姓 中江 15 學正 關 下國 可以数 与右 -也 3 L 35 M 5 15 输 FIN 以 K 要なる典 L て食 V是電 V四治 孝是 1 分部 V景

(先生 先生 趾也 先生の志 書院屋背有三號間 先生之桑梓也 先生の近非 籍 0 ノ生計 主 角 敷畝 ÉD 先生宅 V回見 V V V

その趣 先生之墳墓之間 先生之百年忌 先生 11: 11: の風中 3) 0 Ti を異 母堂北 BA は指片と にす 6) 111 影 I. 忧 就 洲 ψψ 書上大に V公、三国 V

先 石 先 4: 11: 河孫左衛門屋敷の内也 0) 60 餘技 层败 とし は戦 て見るべき真蹟 他 HIJ. ~ 入處今の Y = V

孝子貞姉 りか 以二先天圖一熟玩可二體認一 這(中)字 先打像傳 先打叢談 先打淡譚 先生褒美賜 先生若黨 へすり 訓解古 云 に三 K 1) 候 H 當地 ※不」得二其眞 金色 死 山野市井之 與 VIE I ~ I \' 36. 1 V

规 士之手 (邵雅 二先天間|而象三大虚| ) 先天圖 T 六三二、六七六、六七八、六九二、六九五 I

於無以形(曲禮)之變敬上

不

各名心法

以中上地

190

の内を離

礼

して先人未畫の前に通ず の他は日川常行

乃全年之心法慎獨之要也 何以形 (如)助 三深淵 谷不一敢致傷 之敬心是 如如 | 大人

11日至、六10 1二次、三〇 せんだんは二葉より カン

in it

元件,合孝心

法

人江元祚編孝經大全

训

П

1四年、六一〇

若人一 深以上集二前緒一成中考功上為」志 前三千歲有二大聖|後二百季無二 前車の覆るは後車の戒 V III III V四人大

全孝綱には太虚を孝の體段とな

して天地萬物共の中に萌芽せり

II 川公

前理群賢を拜し 43-聖不得の 先師本邦數千載の後に生れて前 ŋ 妙を始て て孝經を誦す 此の 上、に興起 VX宝

个字 个半問

Ⅲ宝一完、茶、茶、200

沙

半細大全)

筌路(莊、外物 喜怒哀樂原」性發三於義理一者為 情即道心之謂也故有」善而無」惡 II 秃龙、II 六九 V
全 自レ兹分 限

の裏面に意の伏藏ある故也

一四、九、一00

:於無 II A II di 楠 沈 洗心(易、 染智情迷 行教の強思 洗心洞中軒 洗心洞劄記 之焦火一之義乎 林氏以上背為一洗心之水 樂師上 11四元

> 一中庸 以」順則逆民無」則焉不」在二於 道三善則 善なリ 善」而皆在三於凶德」(孝經) 一念良知を離れざるは即ち是れ 得し之 I二八二、三四九

不善則失之之(大 1 三九、五三 I一天

無」惡者なり 心の所以發は本來の

良 ことなし 下民本來善に從 知を善の本體として良知にそ ジャッ 靈覺有以善而 き生理やむ 112、100

柳型 洗心者以二目反之神水一消二放心 VE V四当 I一元 I一分元 I

んばし 送」往迎」來嘉」善而務二不 誠」之者擇」善而固執」之者也(中 I一三四、一九四、一九七

遷」善改」過(易、

益大象

無」善無」惡是謂二至善一(王女成

公全書卷

有」惡無」善意之動(島景文石)

無」善無」惡心之體(四 善は心の體もと無い惡

言教)工名 江た、一人 むくを悪の本色とす 11100、四氢

此(意)是憧々往來念善惡之兩路 善惡之報應大率以三五 善は至誠無息の名 善必先知」之(中庸 乎身|矣(中庸 誠」身有」道不」明二乎善一 (善惡所三由別二) 111 不」誠二 能一中 爲二大 五一光 I大七七 П II II 九〇 七品 八

有」善有」惡意之動(四言教) 田たべ、九九

無善而至善心之體也(劉氏人譜)

指さずして絕對善を指す

工次

人の本心は善にして惡なし

心の本體を謂ふ時

は相

の善を

未三曾亡二 み是を知り非 迷へる凡夫も善を好み惡をにく

を

知る處の良知は

見候へば無の見に落て惡敷候

も御座候得共初學にてかやらに

善なく悪なきは良

知

の體と申事

Ⅱ花、100

不上)

全雪目錄 日盤を羽よ)

(M

111

氏本日錄

を併

工元

全書 岡川氏本

日錄 尚田氏本

22 盖

全書間目氏本(岡田氏本を看よ) 全集篠原氏本(篠原氏本を看よ) 个学の心法(学の項を看よ)

集拙稿中に全人論の不文を附載

總

柴

13

セーセ

陇

「父配」天(孝經)明」善誠」身

个人命

服部博士占稀祝賀論文

以

開三示其本然有」善而無り惡

全書大洲

H

以上善為三直出一以上惡為三旁出

凡心の起發有」善有」惡は本と心

有」善無」惡心之體(島景文石)

六九

為上華去上惡是格物(四 知」善知」惡是良知

言教)112

(四言教

○Ⅱだ

て善思を定む可らず 自言語信一以

\* 知つて悪を去り善をな L :: ふはん 體 から良 知

苦思の 善上云ふは善悪に對して謂ふに あらず 道を離る」を思とす 一念良知に致るを善として一念 Ti 粉 11 心上に有て事迹に 11 01、101、12 II MOC II BOX 歌 日楚 酒

和をはなれ 非ず乃ひ心の本體原無」善無」惡 愛敬中和の本心を善上す愛敬中 これを至善と云ふ 作くを思とす 正な、一公 八四八

善を好むこと 善思の報 好 色を好むが如く III 三三大、三四八 九五 E 1 鈯

(善のみにして悪なきこと)

(善人少く惡人多き理由) 四号一哥,「蜀—

福善禍径(フク -1 ンを消よ) 三、一一

謂上國不二以一利為山利以上義為上利 善惡の歸一性を說き得て餘蘊な 善悪の應報を信ず 宿悪の報 レイニ善者 小小無 411 之何 矣此 III V 五九 紫 AL L

**玉四八、玉七玉** 

孔子蒙土之孝

善兵 光氏 之三其所三賤 潛花遺稿 よ 心下)唯在三明明德一而已矣工二五 八衛(同 (中川善兵衛貞良を併せ看 阿可 思一所 至於學科一一面、 群 焉(大學) V四六、四七七 正學 山村公 fa-

戰 神無」男非一孝也( 、禮、祭義) 四大、宝 I 五二五、五六七

詩日 職 洲 PA 11/1 一小雅小是一戰々兢 加加 151 ~ 履三海水二、孝經 k 如 E G

(選擇肢を明示す) 錢神論(晋書 京都より禅師來て論語を請す 咎褒 二大、三〇 川東山 П

ル V 四毛 Y

禪宗

1

"

素三其 庙 爼 素は空也 豆 位一而行不」願 三乎其外八中 工一八、工一六 M II 三 I BR

> 素問日恬游虛無真氣從」之 輸氏良知上 素績(大阪 忠藏(中井凳花)咄 道統之素 は遊び中哉と云 新右門(直養)良知し 仁素碩の言三 VEOI ENO

祖父への 和印 和L ill 父もと文字 聽狀 に拙 L 毎に自ら I 11 行 ノ大七 V
空

in

神雜 祖父吉長公 これを悔ゆ ·大 1 神 を安置せる VIION-ON

3: 祖母樣御布生之內前 祖父古長公の即宅のありしとこ 祖父古長須 100 御はなれな 業具故 ルトノ打 3 れまじきとかた .7 々なも小川 V 王八 1.

疏曰(正義日を併 荒與 削廟を祭る禮 母樣之御 心 與並 せ看よ) 1= 嘉所之不り 1 元点、四三 II 玉 V三天

附州 疏日百姓謂二天下之人! 至二是天 地也 丘杭 しの文 也 二年新 云海之為一言响响 丁二心心 THE

VION 之考祖 疏云明王言。不敢造三小國之臣 就云 祭者際 至上口」不三敢失一也上、同前) 疏 疏云稱。保者安鎮也守無」逸也 疏云大夫以 同的 注疏云を併せ看よ) 云紅先王有。六馬五二行」者王 云公者正 一一同前一 [11] 世 上皆是 也 卡 至二故言」等也二 十七人一半經 任三王之職 I TOO I I LIE I LE MIN OFILE E .. . Tr.

是助」祭之義也上同前 疏云各以三其職 疏 同前 云天子諸 云臣妾是奴婢家之賤者也。同 侯 至上故言三共親一也上 一來助し祭者至下亦 I二尖、三 I二七五、三三大 ーニと、三三六

疏 疏 無不通也一同 云在謂二心之所,在《同前》 云聖人謂:明王,也至:用」心 前 IICO、三四大 Ⅰ二七九、三四五

周體六官之屬各有上徒疏云徒食 此 云朝以 下山 [11] 所二以 河 アイン fii. で二以上身 ー二八八、三大 「三八二、三吾

さつ

\*

經路蒙引三衛雅

统

明二四

海之

楚

31

ソヘゾ

楚書日(國 資州萬以為一致《大學》工 五元、五三 疏食飲水云々(論、 楚語)楚國無二以為 述的) III二三

句者局也聯一字分一題所三以局言一 助也 地五章章四句條下疏 一總」義包」體所二以明以情也 日六九 7117

曹溪院天梁和尚

II 蚕へ、V 二、人会

五

道也正與下告二一貫一之意上同

級

宗廟之禮所 "以序二昭穆一也(中

(宗廟を祭る禮

11一五一天

I 二人九、三古

周南關四計訓傳第一條下疏)

站古今異日通」之使三人知一(毛詩

疏曰黃衣狐裘至二為帶棒杖 喪殺

give;

「かられ

宗廟致」敬不」忘」親也(孝經

口朝服皮介服

川川

1 19

三者備矣然後能守三其宗廟一〇孝

為三之宗廟」以」鬼事」之(孝經)

丁二九七、三七九

殿原

王之府更胥徒皆官長所三自 · 未、得:王之命: (周禮大宗

疏云按問要云至二五、女也一(同

宗

宗對州侯

一一次、天

陳三其宗器

一一一中

庸

疏云記間傳稱至二則食也二 同前)

爭

1一心が、二七八

草

楚女寵愛を求めて餓死丁 11三六 一六三、野七

草果(集 曹溪院殿剛圓豚公大居士 曹溪堂面 加藤光泰 二七、大二、大三、一大四、一七八、一八二、 一九七、1:011、110日、110四、 Ⅰ總七、八、一八、 II五天 Y =

告者天子有三年臣七人 (宋儒於二鬼神之事」體認不上熟明 宋學の渦遊は圖説に在り 不少失三其天下に孝經)丁三二、元 宋の飽蘇の妻の不嫉 Ⅲ三二一公 儒悟三其非一而辨三其失こ 三無道 I II = 「奈 い四た I五九五 いた三 桑 â 巢 送 莊 送行 班子 莊子の大簡飛揚の 坐馳の病痛(莊子人間世) 逍遙遊(莊子) 莊子日顏淵日云 **送行文(真蹟** 草木生」之(中庸 の和歌 論 Ш

(正義日を併せ看よ) 」ん、三世

生三子心:恭偽二敬貌二同前) 疏云爱出二于内| 慈岱三爱體

同的

一九、一七つ

(旅樹先生)明稿集

Ш П

會子日十目所」視十手所」指其嚴

名參聞

」命矣(孝經)

I二九一、三七0

麁川なる致方

敬

完 34 16

五人一年上放號一班人在,官者一也上

疏云人子述 不之时至日故日二昔

书也! 同節)

一儿

造 餾 素篤二於孝一而又明二全孝一而 諸弟子在 造化千變萬化 皆易卦 神明之所三 禍 靈像之神造一化天地萬物 太極は造化の根本陰陽は造化 福一充二大虚一微二萬微一 I 一而尊神之妙用也 ↓侧獨呼三曾子一者以下其 二〇九一二四 一主二宰 Ι II更 傳也

I二充、三二〇

矣(孟、 會子日甚哉孝之大也(孝經 白反而縮雖三千萬人二吾往 公孫丑上)

會子日若二夫慈愛恭敬安」親揚戶 會子日敢問聖人之德其無"以加二 1二岩、三六 日には、馬は

熜

Ⅲ三七一大 11五九 III V 同 V壳品 II = C V 逸 曾子 里仁) 會子之三省自反之切實者也 曾子日夫子之道忠恕而已矣(論、 其傳則會門之諸賢取下曾子發二明 聖學一之意以記」之 乎(大學) Ш 一大、一人九、二大七一六、二七三 Ⅰ二三〇、五三五、天

繅 曾哲 城獲輩 相和不」 整 慥慥は篤實なる意 蒼生菜色飢餓之時 子の位を以祭る 葬禮には父の位を以 續者皆蒙三水草之文二云 々 (藤樹先生之風丰) I 三九五、三九六、四三二 葬り祭には Ш 102-10 工二类 V V II ア七宝

先生非二獨德容可以敬聰明才智亦 先生聰慧精敏器字弘深 注は門人の作なるべし 古本大學旁訓中の括意若くは總 總州古河 不以可以企及一者云々 遺に對する先生の謝禮 I三九大、四三二 V 100

聰

11 五二〇、五三七、五四大、五四九、五五四

藤树

74! 1 小作 八社八論、

息波 41 行信 11 . 5. 4.1 H 1) 思命 息游 [11] 人自 是是呼言 1 Ш L'A 1,0

the

加

1/1

IC.

1:

大學

13 息游响 仕上所」 問之俗 化門二之風 10 K 阿上 1 1,1

古字略字俗字表 Ш 70 元、四、四、六 11 ...

巡修と存着

雅素存養之相 行養不し失

准

收

於

此

115

I

RH.

惻隱 大溝に俗語あ 隱は仁之端 III II. 1

999

错 癊 114 統翁問答 鲖 影捕 Ш 七谷 16 以城為上子 して、一九、、一口、四

九 綾都山考一井上 統近世叢品 工夫熟則見。其倚三於衡 續々群書領 巡公 th IN. V. 見 /· H

不 レ能」用二我職分之當p為之間也 一於前一也(論 不少得三其職一者其 衞憲公 君無道

或與二其

也不

ル與

二其

退

一颗二月

不一个

行心即

得期 如徒用」文飾 15 川一〇人 俗學二 Ī 11 rhij 不水三自 に対して

fil; 53 交左絕 四 - ) 1. 九、四世山 Ш

I 存發

採 韓 孫子の 孫子 、先師、 li. Fige Phi 光 11: ., Ш

湖) 普天之下 率上 尊師廖廓之仁 館師之門 非學 11 11. 11 用例上 五五八、九九四 114 Vi pul Ji. Ji. 1')

划

-1:

家)田宮篤

11

一份先生

111

1.

II NA

I

存中有」省省中 て説ば自反慎獨 切近なる工夫は致 性 1: 改良知を ju 15 1. ふ工人也 15 3 也 - . " -II 追加 らくわ 川上九 V [74] II in 1. 00 補 他

三字

15

いい

1

1.1

11:

ナ

力行 存養以三持敬 取之至也 lhj. 一日 江江 11 脩 以 1 二致知 II

存養省察 存養二件智錄 存養は静時 0) 1: 省察省 WK Ш 江 1 山山 11 II (')

V

E K

之 消 行三 血氣人 26 以排) 川谷氏本(藤

概 隋落 儺

大 大大大 i,

间作

1.

B

述

Ihj

长 太" 2. 併せ石 t

告戶上

先立二其

大者

1

书

小

110

The Shi

年子今二 大战先生之為

4/2

代

百三有除

大安樂の

Til

二八六 11

太良 太良 分無二他技二大學) 秦誓日(周書)若有二一个臣)斷 岩佐)太郎 イル 1: 100 近 高に 福門 依 11 掛 (i 47 「成四」、たしい [iii] H で看よ 八二、四九 L'41 .67. Y. 11

(訓請句解大意

16

大瓜

(個な行

よ

(大禹日惠) 她吉從」

逆

区

13%

I

小石行

上

答三川 一、二、三、四五也、四五八、四六六

川邊子 (田中一玉泉寺の 田邊仁石 職己四冬 答:川邊子: 田中孫十郎 田中泰庵(台南之人) [1] 中全立江戶 1 3 IC 衛門門 持 州山 4 二片 14 禁地 你 3 (善思の合 日はりも、四十七 ? 1. C. F. . . い一氏 ivel /. いいったい いいん

(9)

10

他山石可二以攻山玉 太宰存臺於湯淺常 111 1 111

1 1 71

季二中小 問公成三文武之德 大易易の 大上天尊一大乙神經 休 追 1: 大上 II E

たと神 都不一外三年弟慈 大學一書自三齊 大乙神經 所成之本主 先學作二大乙 極是也 中即大乙 大學心緣起及び其 Pat Ш 那 - 1 OF. 易所」謂帝與二大 35 神之靈像一以為三 いこ、ごは、人れ、一〇大 以 の傳來) 至二千人下一 III KH

大學的 講三論大學之心法 粽 起 以 共 (') 傳 來 五七ん、大つ七 I八五、八大 II

一大ないた

た

今併世看

3

于二人天下英一能裁

Lv

1 1

在上上一於至著1(三綱領) 大學之道在,明二明行,在 後竹 13, 100 视此

大學之道 Ti. 1111 明但 作例

急於四昌 面讀 朱子日務日講學: 者問不」可」不」 模之人:實群經之綱領也 大學所 說具首尾該備面 格物致知:而已 大學の意と論語の意と二義なし 大学の高上面出の意 (大學と小學) 所、尚者写 大學厚薄之主意所。厚者薄而其 不少先三於大學 并節目分明而工夫有,序極三其規 大學之要在」說」意識」意之功在二 (同二大學 之 明 法 四書、父不」可」 你三孝經之聖 綱領可と I INO II

江三三、五六

事の時は大學の工程により工夫 [11] 11. 115 れば必正を知る 1 1 11/ う工程により有 川元、出 四〇、二大九、二九〇

大學之要誠意 mj した , Jok 1 意之極止

大學之心法

二於至善|而已矣 王陽明の大學古本序及大學問 大學解 大學解 大學古本序 大學啓蒙を著す 大學啓蒙 大學永正古鈔本 大學は立教第一 大學啓蒙の 晚年の作)大學解 膳寫 の書 五一六三九 I 三五、二五三 I. マニ六 川左五六 I V V E I

(先生の著)大學考 と解しめされ候 大學古本を信じ致知の知を良知 と解しめされ候 大學古本を信じ 仕かけ申候 大學古本を主として今ほど抄を 致 知 の知を良知 II E 照過

(和文)大學考 和文大學考と漢文大學考との內 谷の比較 置蹟)大學考並大學解 I四、老人、态七、杏二 エれ、九 「五し九

大學方 大學朱子章句序 大學寫本小本 大學(考並 所 册 下六、九六、三六 П 一一七、九一 I V三大 11:04

> 義明細二分十二截一而條理益明 大學朱子章句序分二五大節二而 也 大

大學朱子序圖說

大學序說 大學序宗旨圖 「大學朱子序圖說」後 葉大學朱子序圖說後一葉は門人 の敬寫に係る 大學序說一葉四書合一圖說二葉 の敬寫に係る 大學序說」一葉四書合一圖說二 I二宝七、杏八、杏三、杏三、、工 I 英三、杏三、杏三 一葉は門人 I二天 I二天

(大)學(中)庸論語 (大學抄) 大學抄 申と存候 大學中庸 0 抄當年中 六三七、六二、六三、六**四**○ の抄 化立可 II 製充 TO 正ない

大學藤 大學秘解(篠原氏 中庸廢樹講述 大學中庸論語合本 樹心術、 田型011、图1图、图111、图图 論語藤樹明辨、 0) 所謂舊本 近八、九、三三 田禹 ナン

大學蒙註 大學中庸秘解 大學補拙 大學補拙 一卷宋 本 解 エーへ、一人、た I V 芸芸 V

王陽明の古本大學序及大學問

大學蒙註眞蹟本

I卷首景印

(王陽明)大學問に致者至也とす II OH

大義院殿明 古日大覺覺二子小覺一小覺覺二子 朱子の大學或問 道至德大居

大虚也 正中之一規則大虛之皇上帝 其(孝)全體充二塞於大虚一通二徹 充二太虚一而無」聲無」臭 始祖一始祖之本天地也天地之本 身之本父母也父母之本推」之至二 天地太虚是也 所生謂:我所生之本一即父母先祖 大虚天地人物 加藤泰秋 I二老0、三三玉 I I二四大

大虛廖廓之皇上帝 大虚廖郎而無以外 太虚廖廓總春風 大虚廖廓 太虚者天地 太虛廖廓夫子至仁 北末」生 之本體混沌之 I二七七、三二九 丁二九、八九 I I 0 I二語 I = Into

七三

大虛廖廓吾人之本體也

I

t

四

17

小

49

MÚ

和

楚

视

13,

小

半

IF

5:11

一便是

大孝焦苗

I

人は 太虚 大虚ノ理 大虚炒原 學人字。之口。易 太虚 の分身 神化之合是包 Ш 一七一二六、大二、大大一大七、 一元一四四次 本無 名 エ六王

左部示計童郎 易所 太極問 九大極圖陽勁是也 六大独同院局是也 Iñj 右即抱卦童子易所 143 [2] 其理已具之稱 源溪)太極圖 大虚い太極と同 能(周子 「一方言の、 , 11 他 陰儀及之 之之、大光 刊! 候交 II.E.O 1 Ι EZEI

た何 太極形氣の主たるを性と名づく 易 级 衛上 川三六、六、四克 江公

太公 (大學 大甲目 あり 大賢以 II. 太 柳 は造化の 1 商 3') 書) Tac. it 根 本陰陽 顧三提天之明命 未 7-熟 I 丘、九、丘大· it せさる 造化 VEE V
之 所 12 12.

孝經以三嚴父配大一代三大孝 本體之明 之葛藤川消二化情欲之邪火 學者必可下知二其止 むものにて候 天理の名利は大公にして清く樂 上此之間三大孝一 Ш 10年111日 一而艾 三除舊智 八四一八九 一以復中 エはたた I

無二不及一不」偏不」倚衙二架棟一故

朱子太極解日太極者象

數未一形

以三大體

順」親養」親為二大学一

加藤奈見

I

VSI

中即大乙餘 日二大林

神

易所

調帝

與二大

一是也

極者屋背中之棟也又

窮也無

過 北七 太極動 思小也

而

生

レ陽

靜

mi

生

陰所」調

II

天命也

た極動

ihj

生」陽靜而生」除所」調

太

林

動

而生」陽(太

林圖說

)III

Ι

現中之神象易有二太

極之象也

易有三大極 太極

是生三兩儀

一云々(易、

I

一〇一、大艺

1

(吉田吉左衛門真筆)

忽是太虚月一

刚云々

0

大虚 바

質の道

は大塩

中仁開

Ш

V

山一十一八、花、允、三八

大極動で

作」日とは

心動で物を

太公、

太公望

I IIOII、V表

大守湛 太守川 允二此 大孝之精 太守泰興公と磐珪 大守伊徽守侯御

16

1.

獨父母 大舜(舜を看よ) 斯上温 大學從三個明 不過三番侯一畳繳倉手 大舜有三尺下 (書、舜典) 大舜納三于大號 一以推三大舞 1: しは 怒而 1: 小二次 5-1 烈風 11,0 不 和见 火火 151 111 少多此古今 -E IH 雨北上迷 群從三乳 1 五二五大 I I 四九0 ihi. I六 I

人派 大乗の法門 太上之真樂 大人者不以失二其赤子之心一者也 大上真樂 大將軍大猷公 大小神祇粗 大心院殿泰叟玄高大居 離安下) IEL、三大、三五、三四 TEEL V OP 工一类、皿六 Ш たんべん V II WELL V

1 (九部 大神宮は吾朝開開 微 太明宮 一人臣 也 1 | 3 元祖 雕 なり П

若三 大神宮 则天地開 州大神宮上麥高十 夏(寛永十八年)二三子ともに 問之祖 1. 勢

V

初守公興公

銀房氏

.,

学真

太 神宮 本朝之大祖 £ 德 神明 也

大山の國際 (大全許氏之說集註圈外楊氏說 其意義詳三于大全及 日本に生る」も 太神宮は吾が朝開開 ずんばあるべ 米 からず 00 一たびは利せ 集 1 0) il: 元祖なり 九、三四、八八 I V. V

班 太宗の時 八月二 の官人の妻 -1-3/i. 先生大漸 数"二 巡卒二

大中公 大造 大宗伯 大德必得三其位 體三大造 而 超 三小劫 一云女八中 Ш 施) 四二次 III A Ш I 一一六三

身體髮膚此小體也仁義體智此大 II

大裡則 大男 大夫考 變而 に何之に 大任 之騎 是放 自反假圖養 大峰院殿英叟雄公大居 大學院樣(貞泰) 失三其家 (字經) 大夫有三爭臣三人 大夫出 幼喪」父為三大父所上養 太伯之斷變孔子之鄉服 太白陰民 大德日」生經々唯則 大中至日ン道即人極 (加處貞祭) た道の質義 秦以失」之(大學) Ⅰ 圖三、臣四 君子有二大道一心忠信以得」 用」此得」中所 以為三至德 松島 無一但此大衛之道也 是學 大り . , 也此 11. 人 雖 1 爲大喪島? 父子兄弟之 三無道ニ不り I二二二、三七 I III 片 I三九四、四三 八五、三五七 E. V兴四 1.0 V I I III BOX V I I マ大七 V 補 一学 ni. 胎 對 體 100 第 泰 代 代官所 毫場 對第 先生第 (論 11:1 到症 對州之便 自證時 先生第四期 先生第三期の修養 先生第二期の修養 泰伯 泰伯 条伯 泰州王未, 趣二中 胎效 代匠の前 保一台大和一乃利貞(易乾象傳) つもる御事に候 對第上は大小輕重 (播摩)泰山寺 の樂方 可可 泰伯) 代表的 一期 の修養 П 修養 全 原在內容 八三、八四、四三、五二 德一也已矣 王 浅深をくらべ Ш Ш (王學模索時 (王學の自覺 山西語の、 一〇七、二人五 一大大 人七、四〇九— II -E. 三九二、四八三 院長 川特に五 Kri V一大大 V四四九 工學全 I一天 I電 III V E 工學之 V四九七 I 五大 山言兵 正章 正全 [ 元六 V六七 H 平 高 平義都 彼此 體用 傳序 高島城 高而不」危所以長守口貴也滿 不常親 體用 體用 體用 體用 禮心 孝徳を體設 芽士 體段となして天地萬物其中に萌 (江元祚)个孝間には太虚を孝の 高崎正風 辟如二登」高必自中卑(中庸) 11 四 體用之本源也 高島同志(安原善藏外八名) 不以益所二以長守山富也(孝經) 蓋德體也道 道の體長 一源功夫無三二致 源則愛即仁也仁即愛也 原 源 以は大虚 顯 微無間 とし 用也 愛敬を本質とす 一に充塞す 體用一 五六、五九、一二九、三七二 I 交人、六三、古〇六 11三八〇、四七四、四八四 近台、四金、六、 (伊川先生易 I二大七、三八 Ⅰ二弦、三二 源而無二 II INC V四六七 I大公 II. V To V五九 工売三 「六四三 VLX

> 鄙妻相果申候(夫人高橋氏) (夫人)高橋氏 遇三孺人高橋氏喪 高千穗大明神 下一〇三、三七九 田田田(田田田 I一記

愚婦(高橋氏

)勢州

へ戻申候内

たき公家方に御調合破成候たき物格 ト二其宅兆」而安□措之」(孝經) 瀧氏 (夫人(高橋氏) 別よく御座候ま 瀧野藤右衛門 實惟壽以爲」實(大學)工三元、毛三 楚書日(國、 高橋氏の貞淑 高橋氏の女を娶る 高橋治兵衞 いよく進む) 乙酉夏(權左在宅)Ⅱ三三 楚語)楚國無二以為己 の喪に含ひて志 I 二四三、川六二、四〇六 マス、全 V二合 V二品 II. 語文 II 垂 등 工畫圖

寶

七五

武

武田信玄

醜

澤葱

事」親者居」上不」

騎為以下不以亂

V高型

I二位、三宝

Ш

在」醜不」年(孝經

擇

口無一擇言一身無二擇行一(孝經)

I二交、三〇、五八、五三

阜

卓立の君子

I 二九六、三七九

宅

是非年見るの

34

II

知仁勇三者天下之注德也

格 ... 9 51 詩云 曹風 差,之心益為以三千里 人之彦學而邊」之傳。不」通 يال 川久 W; 淑 人行子に A 601 111 1 低不 標

景さた in in 小那(中 致,从 尺 君日。鼓立直念不 主意取廻集三つ かどみたり 11 到 江数馬 二大學古本序 事所 格力之則亦無三以 ., 449 のはは、一八二 一八、四八九、五九六 12 川田れ、四八九 1八五、二三五 11 1;; 1 日本ら II SE トチ

P81.

橋小 培」之傾者覆」之(中庸) 小泉遊 (') 觀たる膝 构書院內部 川四空一次 1、四十四 V 行 鑑

Tr.

馬

武王周公日 達孝矣乎(中庸 **注則氣善於天** 心上 子 躺 III 獨善其 II

遊

栽

ful: 池 1 - 1 州 11 Pil.

はい

13

谷川

氏二間する疑

4/6

1

机 婚加 蛇线 譬如二水之流行隨」地而成上形 等加工小山地上卷三 而變衡不不易而物之輕重亦得二 譬如-化工之賦 天下之達道 五所二以行口之者三 和也者人下之流道也 一權獨之於 城旋山所 小学 四重輕一重輕三因 一形與で 一三九〇、四、大、四、〇 簣 進吾往 1 | 3 1 元の、四日 11: 市)工交 不も選 II レ物

治国 等如 · 盤針之於三子午一十三七、四空 其如公示語掌一乎(中庸) 11 到

行靜齊 打前、心痛心要、變数 乙四皇八縣濱 答。谷川子一〇六之道、 第一 谷川子 三谷川氏二〇十九、池方、 E 兵 衞 1. 11 竹直、寅) 四七、四七九 五九、无三人 排行 V. II L トールと 10 31

原體 谷川 谷川玄トに 之十 女トに 玄朴(後左衛門) 玄トに巡れる書脈 る る書味 る出状 本道

樂 養則致三生 行川 (山田九右衛門 小人樂三其樂一而利二其利二大學 谷川平助 答三谷川寅 谷川左(助) > 毛 樂一半經 州道 V 一九、八八、九九、一七一、三三五 、三三大、西五西、 > 追 丙戌春 江美國 1 1一八五

ナニ路皮一双 恒務友玉井子早世 功なり 府玉二女於以は張楠渠四 して困勉百倍は氣智を除去の實 易簡は道の本然樂は心の實理に 11 情を暢 (被三州 る時 小飯 は樂と云川古 II AND

先之以二敬讀 阿之以 压置佐有 一井氏 三他就 一何民不」年(孝經 势州) Mij 民興一行(孝經 「ハれ、九九 マニたり

(吉川新 (中川善 中村义 いた

い二公園 古より 非二至 詩云(人雅 清平(多經 份(孝經 志て大學 無」情者不」得」盡二其解一大畏二民 民生於三事之如」一 是故財樂則 行也(孝經 子日夫孝人之經 在上上於至善八三綱領 大學之江在一切三明德一在 H F 針の道ある御世 下 前 你 他其 K 三に生ず 如可 姚學苑所 民散財敗則民聚〈大 纯 酌 能 松 也 川过 悟君子民之父 地之義也民之 民如」此其大 級 **丁墨丽、花公三** I 五三人、五七三 上、い、馬山 1.人人、三六三 I EL (國語音 V , ...

用和睦 先 王有 1: -1: 1 信息 無、怨(孝經 以順三天下一民

之間三民之父母三大學

垂井子 谷中 九行 行 -)1:-不 -j-儿儿 不二敢 丁亥秋(夏)(權方、 不以勉(中庸) 一人以、三 マニル大 II III N

T

起

七六

「北京、東京つ

18

神经

Ш

このえー・は、まて

19

計解感的

竹

HIT.

1

101

ン人、いいは

23

· .

幅

Ш 五五、一九三 II 語文

チ (デはジの條下を看よ)

抽 千種任 事」母孝故事」地察(孝 V

地利 知(智 大」馬 地一撮土之多(中庸 博厚配」地(中庸 天猶」父也父尊而 則三天之明 用以養三父母(孝經) 用二天之道1因二地之利 地之道順二承天一 行也(孝經 子日夫孝天之經 下一个孝經 也)母親而不」拿 を [ii] 在せしむ 一因二地之利一以順二天 也地之義也民之 Mj 不 成少物利莫 親地猶少母 I上、三宝 Ш 工一学一一 一謹」身節 ILL ICH、馬里 Iニスへ、三大品 三天、一个 II I I I I I II 

232

it.

海峽

11:

T.

1:3:

風

Ji.

12

(版井懶

12

11/2 Ihj

三三

11,

0,

I'L

な

俳

41

Ti

よ

五七九

111

13

-3

ショクを看よ

君子坦為

々小人長戚々 (論、述

133

男女

の道あめつちに法り侍る

II

五七〇

丹朱之啓明

云々(書売典

I

III

八五 五

33 18

11/1-

有明

無战之数 面附又感向

之心孟子所」謂 致三其 非即以其 知良知也天性之靈明 欲」誠二其 知(王陽明大學古本序) (意) 者先致二其知1(大 事一所格も 四端是也 之則 所 I五〇、至至 小亦無三 川親以民 日一谷 于

學) 仁愛之流行無二往而不口通靈照寂 也 知者明德之最先發者而 也 知者天性之靈 物上者也 知良知也 知本也 知乃真知灼見非 孟子曰是非之心智之端也 仁之是非日 此謂」知」本此謂三知之至 性中之知 天性之靈昭明 (知者所下以妙三於衆理」而宰中萬 知有三兩解二一 物 末也 覺之謂」知 覺意者心之所以倚 則 一聞見之知一也 知識之 I 三二、五五六 I至0七、五0八 I恶三、玉 是非之鑑 也 知 (公孫 I I 一則 1 一大五五 I

柳

槽形 将山

4.

子田義則是簡

1 1

裁制成道

知至而后意誠(大學) 知(致知を併せ看よ)

I Æ

一〇、玉玉玉

I

I一大

致」知之工程在」格」物

ノーノ、

11 河門門

11

が大

支佐、庄

致知之功在人格

物耳

I Æ

I

一高橋治兵衛、

中华

梦、

人學、

YEL

問思辨

四名所

三以致中知也

致」知在」格」物(大學)工五一〇、

8000 9:1

知册(古歌三

Y

Vijor \' \*\*

窓廣瀬建

[4]

E.

V

君子之道造 端乎夫婦云中庸)

=

III

1 h.

> 智 知

智(知

に同在せしむ

以 理 朱子日智則心之神明 有」常智名所二以立 一而宰中萬物山者也(大學或問 I 六五四、六五五、六六九 所下以妙三架

I

I

性は即 朱子 之知識亦無二不」盡處一 謂不睹不聞 知仁勇三者天下之達德 致」知便只是窮二得物理一 日智則是箇分別是非底道理 天 命 の知 之性人 K 0) 也(中庸) 根元所以 大四四、大五四 虚後我 II 五充

而

不」違此謂」致二其

知

五〇三、五

則 知と云ふは本體のへ良 知と云は眞好眞惡の本體是非の を知つて悪を去り善をなす П 知、 善惡

好」學近三乎知 知に致ると云 成 知もと方體なふして大虚 心の邪正意知の兩路にありⅡ三 良知を主として意念の己に克を 0 しく天命之性にして元來同體的 仁(と)知と其名異なりと雖ひと もの ~物知也(中庸 一八中庸 と同い II =

ダ(ダ)、 チ

13

七七七

者也(大學或問

知則心之神明妙二衆理

三萬

-5-

FA

知

长樂

im'u

雅

也

I

行之 彻 this the 此 知 は是非 15 15 拟 411 1 は 11 1. in 良 15 111 7179 4.11 知 july 11 1111 4/2 75 0) 117 711 113 八學集 il 1) 15 3771 1. 1101 註 113 115 111 上大儿 2613 ., 1. H H. 1:1 1. 1 1. 111 111 III II П 11 II li. 1 - 1 fut: hi 道

议

は行

なりと

何んし

たる

[71]

致

归

12

格

华行

00

版

Th

To

切

· j-

3

4

î. 15 知 知 知知 11: , pr 15 15 11: 之以 11: 11: 11 -1 7, . 2. 1. 俳 111 ,,11 12 . . . 15 140 介 件世 之川 Ti 11 上 1. 1

tiji 1:11 终 11: 411 ., il: 111 (') 5/1 別 II こ、元人、四 -视 النا II 二是山 1/4 ti.

1

致之言

1:

使

11/1

15

4:

办

此

章之辨外解 心感應聞見之影 nik 13 學者上一 II KA I 5.3/C.3 たれい 也 .fi. V M. II. II V 11 ナレ hi. 大 致 弘 致 致 記以 法 L it it 15 1/2 T 4 7 13 也 15 感用 沙巴寺遊

知知知

11: Il: 11 11: il:

歌

11:

知1

1:11 知 彻

次

处

15 11.

识处

何分

知 有

該

Pilling.

然半

3-

113

1.

£i.

一里

TU: 小 知 知 1 1 片 11 fine-Inj THE THE 作 之思者不 1: なる 造之意也 1: 於 所 印 70 儿儿 15 11 -3, I 4: \_ti. 1 | 3 I: ihi. -[; i] H 1,15 II 1 li.

は改也 FILL 千. 致 11: 3 书 T, a 1 4 知 也 4, 3 學問 致至 it 知 也 ナニ 1) L 1 依 7 11 Par П ti. 明 · Ki 306 6

致 E 4 The same 陽 也 也 祭花鄉 **有** 一人 说文 181 1 3 [11] 111 71: 1-例 致 不 士 也 II II 11 L 1

水ル 知 知 1) 平 + It 致 1'L 1-2 1 L 型人 [ii] 1. II li. 11 · 行 4 11 11 fi.

> 得问 4 i's 致 看 -1,11 -9311 13 -10 111 仕 111 九日 腹接 知 没 做 70 75 \* 心 格 13 地 江 竹 i: t. 1 8 M. 4: L 51) 致 n'Al 12 乃是可 34 识 L 1 I Ι te-[列]

知 致 li. 致知之功 小 是也 在 -1111 1 F. SIJ 洲 411 11: ·K. J'E 11: 格 知 松 49 49 格 11 物之主 格 物之主 致 知 I 4: I 此 · V

或 或 75 論 心之妙 111 12 能 uli 明二萬 nily. 范 物之 1 理 Sh

之刻 志者致 rhi 5-所 4: 1 知 旗 1 知 竹 物 [[]] 路 长 16 型之店 也 之 Ma. Title 1 此 11) 竹竹 心 也 I 致 大丘丘

代创 力行 先 34 -5:11 30 常 1: -8-Te 17 -1-(大學 mi 1/E 战 汝知 刊新 排 意の -: 立な 前人 它有卷 知 加州至及 1. た ì L CK Ш 批計 你 35:1 17 一世、社 1 -1 I したじ · , II 拉 124 设 HI

> を た す は 致 知 也 -511 II 10 致

七八

1. 即 1, 7, . 致 拉 元 加 加 5:11 3. ", 北 1 1 だ Fill た 1. 1. 7, . 新 : カー大 は格 П TE

修三改 mr; 致 致 窮 致 11.5 531 知 2. 411 3.5 3 は 411 il. 我 Ti 34 1-4次 11 汝 3) 北 [iii] 知 知 00 江 111 1. 17 が批し , ]]] II II ALLO III II 4

省 47 於 香門 -j'-刨 致知 QUA! 11 不 ر'، 1: 之六 一大 13 SIJ 许 か 於 ī, 致 十千. 15 HI 人 Ilij Party 社 川で鱧 以 li

致 松 -211 1.11 科 桥 4'9 你 1) 77 11 弘 II 1 川 .7 70 -J. III -3-1 11 看よ 作

inj

1

18

111 行

111

Sp

于性之靈

學

1'i

J:

31: Ti 樹 舰 19 % 10 00 拉 1,5 1.11 HAI 知 收 Or Ellin 坟知 を

1----

則子悦敬 其兄一則弟 1二八九、三大四

無倚圓神未發中

1二九、三百

致良知之學而慎獨之謂也

コルル 照名

悦敬其君

- 則臣忧(孝經

工尖

致良知心意義

(1)

命何不是

於其當

放敬

TI.

父

先生致良知の説 (集義と致良知)

正

酸

父嚴兄妻子

Ш

役一也(孝經)

Ш Ш i 九

「父配」天、明」善誠」身

**孝莫」大三於厳ロ父蔵」父莫」大三於** 臣妄猶二百姓徒 1元、二元 I二八六、三五九 I ····六 者也 偏倚一故謂二之中一 中七情未以發性之本體也無以所 中者中」此(孝)者也、 時措之宜所」謂中也 變 太伯之斷爰權也處三 一而用」此得」中所 "以為一至德

中者全體大用之神理

I二七七、三世れ

事以父以事」君而敬同(孝經) 君雖」不」君臣不」可以不以臣父 資山於事中父以事」母而愛同資 父有二年子一則身不」陷二於不義! 雖」不」父子不」可以不以子工二九 不以親地猶以母 I二九三、三七 I 二於 執」中無」倚之經倫無」聲無」臭苟 執」中之象 執」中無」權米炭 執少中(孟、 天性德性之別名也 中者天地之中未發之中已發之和 不上因聰明聖知達二天德一者山不上 盡心上 I 三九〇、四〇九 I HOE I

I

父作」之子述」之(中庸) 敢問從三父之令 父之令 焉得 E 事以父孝故 一可以謂少孝乎(孝 為孝子(孝經 事レ天明 1二人へ、三六四 I二型、電 I二充、三二 九三、三七 II E 也 謨) 易レ能 人心惟危道心惟微惟精惟 以命」禹(論、 執二其中一四海因窮天祿永終舜亦 堯日咨爾舜天之曆數在二爾躬一九 帝堯日允執 允執二厥中一、論、堯日及書、大禹

三其中

I toll

I六

I

彩

备儿道 竹生島ニ遊ブ

Ш

三元—三〇、三五五、三七、 一二六、四四九、四六三——六四

3 \$112

題一竹生島1 视康喜安 N 加

西池山」物面不」至:

於淡治一不

I四九九

Vがたた

告者明

I八

I

外方

4

红 13

知之訓

數

4:

~ 三元氏 V三天

( 子經

明徳以て其本體を立て親民以て

致良知象

ソーラは、こん・

(也)母親而不」尊 天循」父也父尊而

致

12

知一伏原

官光卵筆)

V. . .

V 108, 1:08, 1

致良知(藤樹先生真筆)

配下天則周公其人也(孝經

致良知

慎到 上明々德

(致良知 致良知

肤

愛用を達すこれを致良知と云

もで見りず

(谷川玄トが氏神日古

神社へ見

]]]

從

馬を敬じたること

IE, EI, EE 父子 兄弟之 誠者誠」此 I 本語 I I 中は眞是眞非を知る本源 意也 中は性の別名 (中は大虚の太極と 允執二嚴父配天之中一而免二三千 躬行二君子一所」謂允執二 厥中一之 獨自焚之惠 一之罪

同 體

理

工二六

中と云 へ一體の心は其 づく 中を以て性を見ときは見性たが 執」中の欛柄 中 止と中との二言を筌蹄とす云々 中と名づく) 此(仁愛)心倚ところなく常に内 喜怒哀樂之未以發謂二之中一个中 節は外にあらず中即節也 は 中を心法の極致とす 中(時中を併せ看よ) にありて發露せざる故に中と名 は無」適無」莫倚る所な 0 偏倚無きより 正些、一量 きより 四三三 11五九 四馬 11 美 工芸

I

性は虚霊 此 我の隔なし 中呈露の時萬物 にして所い倚なし所い謂 一體にして物

13

父

放雌

天子1必有」館也言」

有レ父

4、

茶事(サジを併せ看よ)

來る十二日茶事催度候

田高四

允執三厥中一則靜虛動直

而無二自

二厥中(書、大禹謨)Ⅰ三、咒咒

堯日)

I元七

九

V 補

七九

111

1/15

庸

4.

#11:

1/15

30

言

114

fee

胎 1 1 1 1 1 mi L 1 1 1 3 15 1 3 113 て先 院內府通茂 it の義也 3: 0) 也 Co 1 3 A. S. 115 大 0.0 1 + (1) 144 別名 未张 下之大 本體 H 用 不 和歌 無 0 常 115 [出] 前 打 水 in 非 に通 也 0) 北地 無 . . 熊澤伯繼 内 1 3 英 + 7. 1 庸 II 適 士 II II II II II

> 庙 松

1 | 1

幽

1

被

H

11]

邻

能

澤子

Ihj

廟

か

3

12

ば

て天人合

也

に子英

が執

1 3

出

朓

0)

34

か

底

微

1 3

П

は千 11: 脐

不レ

n

レ能

人

1-

(洗心 W 行 元 供刊. 0 洞 B 1/3 (') 軒 账 V 天 玉 H. 1 3 1 3 天 初刊

1 3

F[3 8]3

1: 1 1 人 放 [:1 二人學) 流 之一进 一諸四夷一不 1 题一、五世四 君子 其(中 15

1 1 1 雕 不 744 」謂矣中心藏」之何日忘」之(孝 [13] K 三鳥毅 (小雅 "四秦 心 愛 一矣巡 V Hi

明 也 必 聖 人立 113 制 一而不も可し任 以 開 下示民 九四、三七大、四 有三天命 一私情

元人、元

HII-

Ш

1 3

未之不湯

11)

1 3

勝

ſ

180

上山上

20

Ш 1:02-二九、二三人、二大二、四八大 

あ

1 | 1 1)

腐

15

人反

1 3

勝

1 3

脯

II

·L

法

っ大經

II

致

111

和

人

地

10

15

供

49

育馬

111

П

道 庸 理

桃 を 1 领

などの 學ぶ

誤

まり

II

E

胁

Û.

nti

1-

獨

7.

がした

TH(

君子 Mi 不 一物 依 T. 14 1 3 平 州 能 遯 111: 1 1 1 朋 見 知 E

Ińj 道点 113 麻 1 3 店 II

II

子

(中)图(中

滅

論

111 1

0)

柳

[II] JF it 1: 0') は 113 助 超凡 Tilly 11 II 1 1 0) 州 心 50 T 7,0 部と 知 不是 より工夫 1: 和子 111 II 15

庸是 1 1 說 M 北之武終 抗 心神 ſħj 小 初學者未二當 不 膜 レ能 柳 101 致 13 Win 守 Ilij 11 1 3 1 3 1111 中中庸庸 居 1 1 1 3 竹 欲淨

JI.

至矣乎 敬

あ心

akt. 1 3 1 3

山山

释子 人情皆 山墨西 工会 1/3 中中庸庸 1 3 141 脯 脯 は日 it は 12 11) 13 原 用飲食 至易 德 知 之別 00 別名 f: mi 71 世 ·L 0) 12 作な E ...

П

1)

11

个. 心 法 0) 0) 精 Tit 1 1/2 中 T, 14 113 った II П 人上 1 3

1[1] 中庸 中庸 11.1 1 3 r|ı 庸 席 何行 們 一十名 1 1 1/15 PI 何写 ~ 12 Ш 八三、一九二 四十二十二五 II だ、元 玉 II

中上行 大學中 115 M 州 16.17 112 1115 抄 當 F.A 121 543 1 1 KH 1: 1 124 1 3 任立 可 11 いいべん

. 13

聖傅受 巡 民鮮二能久 也 1 3 F 0) 0) rþi 六 爽 必 脯 [1] 励 3 il 我 不 1: 江 18: II II II П 11 純 五 1 | 1 大學歷 1 3 1 3 1 3 大 随 1 3 全宗廟篇 HIS 麻 庸 111 11: 11: 胀 秘 粉 粉 0) 大侧見 94 伸作 樹 档 X 够 11 113 1L' 1/1 術 府 田雪、た 椒 1 3 V

1213

胀

樹明

辨

II

II

相等

业

11:

君子之於三 庸 致 1 3 173 致 當 立 1/1 41 Mj 和 和 不 中 し倚強 1 3 地 麻 和 位 哉 115 猗 你 旗 华句 1 3. 11. 「二、一温 育馬(中 庸 人於三財 M II I I

庸 1 3 和 1= 致 3 き II 凡 大 \$ Eh 型人 II

なり かい 1/3 1) 和 2 0 愛 2', 御 1= B 1 3 利 0) 1Co 法 御失念 II TO

मेर मेर मेर क्ष なき 和 様に 15 0) 外に 體認 愛 御 尤 愛 存 候(熊 の外に 工业 II E

とな は本體 3 象 IJ III って慣獨

133

ofs

解

I

えいいのは、生間

心村 仕(說死建本篇 伸子 字子路二日負」正道這不 梅鄉之助 而体家致 仲日常耕を 以老不, 探, 敢而 作 " (fis

(外經 村子之事」親多改忠可,移於 於 者施師:亦常省子一也 按伸武生 於先生歿後 安原 太米 仲武 1二九0、三次 此私淑云 V元C VAO

本心也信者就 思考就「鄉時一立」名中立不倚之 不少外二一孝心一 移。多作口思所三以思己君之理 人命一信屬一德門二 学.祭 一動時一立 名純一 一一九三、江山五 EUG-I五七

忠は中心を忠とす 忠は静時に就て名を立つ 師時心源を流して空為倚處なき 無卻之實心也 本體を立るを出とす 福 存養の工 1/3 I I

忠不し負 舊召二(備前之微聘之 總 宋 13]

> 34 た心に 地で 四公五、六八九 Ш 川四七

忠臣 武人の忠 家老出頭の忠 忠臣は二君に仕へ は孝子の 門に出 5 Ш 川た二 彩

亚岩--

庶民の忠 作武者の 大忠と小忠 忠 皿空 Ш Ш 九 J

忠順不少失。以事二其上 (東條)忠左衞門 保二其僭祿一而守二其祭祀一〇孝經 忠恕違」道不」遠(中庸) I I SO, III 然後能 V一宝

**君子之事」上也進思」盡」思退思」** 

忠信を主とす 之驕泰以失」之(大學) Ⅰ 高四、電五 是被君子有二大道一必忠信以得以 主一忠信(論、學而及子罕)工芸 忠信重」隊(中庸 主に忠信に論、廖而)正公、い雲 II壳的、四二 田、治 長

(胜) 儒役| 者 註曰另所女群(孝經) 周禮六官之屬各有」徒注目民給 疏(注)日末」知二其故一敢不二敢 三六一三七、三五、二八八、四〇 Ш 大、四三、七二、七四、 Ⅰ、九六、一六 I元一、三古C

> よ 件:禮也(論、 注疏日へ正義云、疏云を併せ看 注疏公利」物為人義(孝經 郷黒 I四七二

> > (先生の)長男(宜伯虎之助太右

長祖樂湯(論、 臣生不死

微子)

工

田司也

衙門)

田园、园园区、西园区、西园区、西园

長幼順故上下治(孝經)

議兵、書、泰誓及孟、梁惠王上 料を謂て獨(一)夫の料とす(荀、 注疏云 同 前 父謂二諸父一兄謂二諸兄 1二人九、三六五 I二生、三大

長幼有一序便是禮

I六四四、六五三

I二人へ、三六回

可以明辨二長幼之序一而篤行中惠順

せらる 大學考大學蒙註中庸解及中庸續 約が暴惡 上長」老而民興」第(大學 真筆にて丁數記入せらる 四書啓蒙中の眞蹟本には先生の 解には先生の眞筆にて丁數記入 紂王(桀紂を併せ看よ) II 三一五 三老 П

居」家理故治可」移口於長一〇孝經 I二九0、三六 I至三、至三

長右(中村長右衞門を看よ)

長沙 長在不 心者天人合 不死之神方、 長二郎(姓氏不明 滅 一之神明、 長生之正術 長生不死 II 11天 正五三 山四二

長幼有」序

Ⅲ 完—七、一〇〇、四八〇

(父子之道君臣之義長幼之節)

之義上也

張 画耳 張 張惠言の儀禮 \_\_ 清の後妻陳氏 8 の多慈 川四七一六 川四元

張氏の妻計夫人の貞節 張子[横渠] 混然正處(西銘) 張子日乾稱」父坤稱」母子兹貌焉 張子西銘

張巡 張浚 張思叔 張宣公、張思叔 Ш ·V·空 

張良

III

張南軒

張明公(張載)

V空

之本體也

| <b>3</b> 1     | ,                  |               |               | 旗               |        |                  | 瀫           | 额                                            |                 |                 |                    | 節              |               |               | 超               |                   | 模                     |                 |               |                   |                |                 |                                               | QH.             |                  |                 |             | 鳥                  |        |
|----------------|--------------------|---------------|---------------|-----------------|--------|------------------|-------------|----------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|----------------|---------------|---------------|-----------------|-------------------|-----------------------|-----------------|---------------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|-------------|--------------------|--------|
| 鄭頓 光格天皇衛下馬     | 为何                 | 避             |               | 在即明德明德者人之性命     |        | 激除篠原元博氏の墓に就      | 激餘篠原翁之墓(碑文) | 微則悠遠(中庸)                                     | 趙盾              | 趙衰              | 趙指揮の妻の妬毒 Ⅲ三        | 趙姫             | 超出三界          | 大の限日超凡入聖の脈路   | 獨知は中庸の實體教學の     | 一正じくはダウ)          | 子日板也欲焉得」別論、公          |                 | 朝聘以時厚」往而為一來   | I 🌣               | 廟一之事感上川禮之理便應云  | 滑室陣氏日如に過二朝廷一過二宗 | 朝紳ち                                           | 朝专 鄉玄說)         | 爲日二百交            | 1 🛣             | 鳥獸成」群亦朋友之妄也 | 息革帶飛嚴之翼人           | 藤樹先生全集 |
| V              | TO SE              | V当            | 1             | 也               | V'     | 5-5              | \.<br>□ \.  | II n                                         | デルー・九           | 川元元             | 川元二八               | ルールの           | II            | II 4          | ら種子工            | 1                 | 公治長                   | II              | 來(中庸)         | I大四四、大五三          | なった            | 過三宗             | I will                                        | I               | Y                | 大四四、大五八         |             |                    | 卷之丘    |
| 逐後投資           |                    | 都美(都築氏)若州之大守親 | 對島侯真耶留守木原     | 對馬對馬侯           | 津田永忠   | 吾(篠原元博)友津川       | 津川仲通        | 津川氏 仲通)                                      | <b>运</b>        | 生里中人某:觀:淵氏      | <b>庚</b> 侯夏津川仲通遊三京 | 李              | 仲 就一京師菜家一訪二求先 | 沖 灰灰秋子(篠原元標)  |                 | ツーツはズの係下          |                       | 領鎮它憲符           | 陳樂軒           | 陳り鄉               | 陳峰州朗法師等        | 陳白沙             | 陳成郷の勸戒全書                                      | 陳湖の禮記集説         | 神子 如             | 陳文卿             | 池勇          | 沈 沈魂滞魄             | 五十・チ、ツ |
| 一型九七、四六七       | V<br>gw            | 臣外            | 部軒でえん         | V·沃允            | 1 1141 | 仲通いる             | II I''      | 11五六六                                        | I<br>E          | 氏所」藏先生          | 師一造先               | I              | 三求先生遺         | 喝一津川通         |                 | 下を看よ)             |                       | 1一元、西           |               | 三二二               | マミス国           | い☆              | II                                            | I ELECTION      | 亚三龙一六            | いない             | 川一言、吾       | 皿四                 |        |
| пос            | 夏(小川子)             |               | (次左、權左) 耳是是   | 答: 個叔一叔一助九郎 丙戌存 | 事」母)   | 答:個权一权一 乙酉春 色念、一 | 個权 1150     | 侧叔                                           | 個氏に關する研究資料 Viii | 個氏<br>V会、企      | 侧子                 | 送三佃子1          | 個小左様          | 11四七九、四八二、四八三 | 個 個小左(衞門)直泰君立家老 | 厚莫」重」為「孝經」 1八、一國之 | 父母生」之續英」大」馬君親臨」之      | あくつくもがみのよはひ い三六 | 物のかずかはいいの人    | っかつかのほとりに六とせろせしも  | 通病             | インスの大、大四し       | 一周應溪、通青日誠者聖人之本云                               | 通財、義            | 無」所「不」通 孝經 1元、三台 | 孝弟之至通 於神明一光 於四海 | 衛下ご         | 通 梁字有三濟」不」通之意「引」易繁 |        |
| 御所生に奔給) 1元の、三流 | り 詩天、小張小宛 原興夜麻無と系二 |               | I 玉 三、玉 五、五五九 | 世 故君子必慎 其獨」也 大學 | 上山出雲守  | 土山右近府生<br>V二     | 土上橋如之進工讀    | 辻彦左衞門憲尚 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 辻子 五郎左衞門 V号九    | 辻(辻堂のたとへ) 1100人 | 記録技革               | 在滿洲撫順個氏皮系個處氏所藏 | 伽彦六           | 右、新兵、善兵)工學元   | 助者、総部様、治左、作有、長  | 上二個某(小左) 甲戌春(傳左、  | <b>側助九郎</b> マニー、三宝、マ追 | 们助九郎(叔) 工三次     | 個叔一に關する研究 V三宝 | 佃叔一(佃叔) Vニュ、ニた、V追 | 母、太良有、學庸抄) Ц员公 | 答:個权一、戊子夏。戶田子、  | 覺有、善悪、 色念 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 答三個叔一一甲申冬一忍、自反、 | 個子)工學量           | 答。個叔一中中夏到算、獨、   | 答個权工丁多是秋二日五 | 答 個叔 叔一 丁亥夏 山      | 八二     |

|           |             |           |     |     | TON. |           | 1/2      |  |
|-----------|-------------|-----------|-----|-----|------|-----------|----------|--|
| 恒可是 百可子建一 | (恒河子健を併せ看よ) | 恒河惟江(字子健) | 恒川士 | 恒川氏 | 領河子健 | 14        | 暖品日 間書面命 |  |
| マ西北       | は、アモロ       |           | V   | V   | I    | I 最近れ、私とご | 命不子常八大   |  |
| Ñ         |             |           | 手   |     |      |           |          |  |
| 1-        | ·F-         | 手         | 丰   |     |      |           | 75       |  |

恒河羽太(子健の父名吉信) 恒河子健 恒河性江を併せ看よ) 道稱惟江) VO 似

りのりが 憲は庶人の外は一人に非ず 併せ看よ) 守節 淑胜、 女子を

角

角田

九维

VEO V恶

変姿の樂 房站に對する孝 なたるものの道) 山三三、三三 川地一五 III C

不義の大を疎むべきこと (シュウトを看よ)

汇

51 半二半經 丘用之屬 千而罪英人大二於不 1一八五、三五七 10厘四

りっさ(人間世萬事の)つもり(積)

幸似 御平山 녯 [是] 二年左傳〇 11四七二、四九九

祁

秘!是也

I

程蘇學辨四卷

M

I

帝典曰(書、堯典)克明二峻德」(大

禎

總

柒

131

ツ、テ(デ)

## テ(デ)

題年友

い三三:、三九

I五九、五大·

島堵庵 付銀百匁 い四九八 マー地 貞

長」長而民興」第八大學)

教三民禮順 英」善一於第一孝經) I二八六、三五 I五三三、五七 韫 庭

弟者所二以事以長也(大學)

拙者は弟子と申者一人もなく候 弟子を遇するに心友の態度を以 てしたること I五二七、五六八 V 程

定靜安慮得(大學) 中即大乙尊神易所以 定省之孝 定靜の本體 弟子職の溫恭自虚(管子) 定靜安人學 恭自虚所」受是極 弟子職日先生施」教弟子 是則溫 川、玄、六、九五 調帝與二大 VI四、公 山宝、六 II 11五九 V·岩 I三六 程正公(程願)

帝舜 帝堯 帝堯の欽文王の敬 帝舜四言の心法へ書、 大禹謨) 工元 い六七 正 V大七

提撕 貞操 安宅由三程戶一 庭訓式目 庭者人倫交會之地 貞而不」諒へ論、 大易開二示艮背|周(子)之主靜程 提撕警覺 (節操、 背夫を看よ) **衞憲公** 11四0、三七、三二 てへ、三の、四の II = 工图 I I

程子 程明道、程伊川 程純公(程顥) 程子の母侯氏の教育 女出で舞ふ) 程(子)朱(子) (程子の排佛論) (周之靜)程之定 程明道伊川兄弟酒宴の座に遊 程朱の迹に做ふ) II III =

(子)之定性祖三述于兹 四六三二一三 I III III H | 0 | H 工三元 III =

國家將」興必有二旗群二(中庸) V 語 V 空 V 空 適 省 廸吉錄 笛浦野町 廸吉錄〔顏茂猷著〕 廸吉錄三綱行實 る書を鑑草と題す (明顏茂猷) 廸吉錄

(君子之於二國俗」也)無」適也無

南河 明三乎郊社之禮稱常之義「中庸」 五元

けてか姿 贸 (漢)鄭玄も致至也とす(儀禮聘 禮注) 容易に他の男子になびく妾とな 隱公元年) 鄭莊公把二自家母娘 鄭氏の妻陸氏の背夫 一体了(左傳 Ⅲ三七-- 天 III = 工 ) SE

廸 理一 (大禹謨)(シミチニタガフを併 書日、惠」随吉從」逆凶惟影響 明顏茂猷她吉錄 びかぬ妾 廸吉(ミチニシタガフを看よ) 人不以辨二廸吉逆凶惟 せ看よ 影響底道 I 三九、三九三 四臺 I九七

廸吉錄の抜書に評判を一盤艸 廸吉録のぬき書に評判とかきた Ⅲ元九一三只 山圖二、五杏 II. II E 工量类 V Qu

八三

7

英也義之與 11 11/11/ 11:

莫無」可無二不可一といへるは皆 母、意味 也我之與比二論、里仁二 **君子之於二人下一也無一適也無」英** 心心母 三年正 I 出羽田羽殿(加藤泰興を看よ) Ⅱ 画 天 莫」爲这天英」致之命在」是 寺井與三兵衛 食邑寺口村(蕃山)

希」天之謙徳

I

III

中と云 中は無」適無」莫倚る所なきより 適臭なき故に 中の義也 七情持虛 中より競 II II E 開」物成、務(繁辭上)繼」天立、極 率造化|而尊無中與並上謂二之上 以三其編

覆無以外謂三之天一以下主二

班」意供」必引 は皆空の義なり 英之意念 时时 適英 11世九六 田犬 II EO 配戶天則周公其人也(孝經) 孝英」大二於嚴レ父散 君者臣之天也 帝一其實一而已矣

父父

エニ犬、震

出順應す

告 者明 王 事 少父孝故事」天明也 I二七、三元

11 11 11

則二天之明。因言地之利。以順二天 用以養三父母八子經)丁二七八三五 用二天之道二因 下一个学經 理一定而不以易 盖天之道生々無息 行也(孝經) 子日夫孝天之經也地之義也民之 二地之利一遊身節 一陰一陽天 工艺艺、三大 工艺、严重 上二字、三二字 エニへ、三品

億點以後成

適臭意必の根

II

正生

適英は即意必固我也 適英是千辛萬苦之本

有」適有」な

點」銭成」金

(邵伯温剛見後錄及

総当で

華書院發行陽明

學雜誌

**山西區、** V 退 四四次一二大

天之命《山庸

「元、川、八、川、八

大甲日(商書)順二提天之明命

天は天理の本然至誠無息之間

維天之命於穆不」已(詩、周頌維

5銭成一企之妙術

I

一謂點」鐵成」金工程也

Ⅲ三三、四七、一五〇、三〇五、四九九、五九七

(大學) 1三、四四、三三、五九、五六 以下面 三提天之明命

鎧砲町(大洲に於ける藤樹先生

の住宅のありしところ

い。

V

易日大人與二天地一台 天是大成聖人聖是小底 其 德

随 (也)母親而不」尊 (一體の心は其の自然の理より は皇上帝と名づく)五英、空、三〇 (一體の心は其の 天と名づく) 思」知」人不」可二以不以知」天(中 天者上帝之別名也 狗 以父也父尊而不」親地論」母 主宰より天文 江立、四七 【大九五

蓋日 m天之所 以為 天也(中庸) 高明配,天(中庸 誠無」息 一點虚明の良知原來人に得て至 II. 正高

天は大虚の主宰を指す 作用を云 天は皇上帝を云、 天は形僧を指て云 天斯昭昭之多一中庸 人之生 し物心以下其 八村一向 命は皇上帝の 所 篤馬(中 四間皇 11.00 11 11 II

下一〇字經 則三天之明 用和睦上下無」怨(孝經) 先王有二至德要道:以順二天下:民 不少失二其人下一个幹一工二二、二 昔者人子有三年臣七人一雖二無道 作人不」仕義如」此 天に誓ふの詞 犬を絶とし 一因一地之利一以順一人 1(1) を称とす 日言語に VE、公 V hi III II

(大學) 亮好帥 以二天下「爲二一家」以二中國一爲二 一人一(禮、 老而民題。孝大學) 間中二大下:在二治二其國一者上 二八 下一以一仁而民從一之 職巡) Ⅰ 玉二九、玉六九 I

人下谿二老丁二十八章) 五〇、五五五

國治而后天下平(大學)

子口天下有」道后不以與易1也 君|者上也(孝經) 教以。弟所以敬母天下之份二人 数以,臣所,以敬,天下之為二人 兄一者上也(孝經) 父一者上也 孝經) 教以」孝所以敬中天下之為二人 13, 1二八八二六 1二八八、三大 「八七、三大 I

天下至以 (中席) とすへ他、 尺下之注直丘 作(学經) 是以人下和平災害不、生禍徹不上 数5-7 神迎) 家 所 とし中國 三以行口之者三 工一、三、三、二大 を一人 п

天下第 八下歸 一下 人下第 家を治むる條门(九經 00 一等人間第 1: 人也 加川 II 4-04 工三三 II II П 三七大 -6

> 天君 天君

懷 諸侯:則天下畏」之(中庸)

天下國 凡為天下國 家町 家一有三九經一(中庸) 也云々(中 (水) П

尺下你平 以謂天下古今獨 時和後嬰比安物身 有三一横山 П VEO 一而止

天柱の

るに就て良知と稱するのみ

路之可止走無事別事之可 以上尺下第 等人間第一義無 い、三、四人 他 511

天機 老來始得。出 の自然 一大間 Vセ、、、〇里、三五九 II Miles III 11.

細 索 13] テデ

天智

凡行失 魍魎川」事 村口、妓立意念不い為」果 人位而養養變做 鬼宿 七九

尺社泰 に就て天君と稱し其靈明不測 天君良知本來一なり其主宰たる 天君安穩 天然泰然 泰然として御座候 現在の心裏面 天君常泰然 天才各然智魔計亡 一念日反能慎 に常住不易の 以八獨 無無 137 川特に五 V 11 元九六 I充七 I I 山長八 間 天村 い五 湖

也必有」先也言」有」兄也(孝經) 故雖二天子一必有」等也言」有」父 蓋天工無」意而造 天行健(易、乾大象) 妻金氏虎を斥けて夫を助 一化萬物一工門宅 川三九一八C I二八九、三六 I

告者天子有三季臣七人一雖三無道 蓋天子之孝也(孝經) 工一心、三五 自一天子1已下至1 庶人1 孝無二 レ失二其天下 (孝經) 工二二、元

> 天子 (孝經 終始一而患,不,及考未 之行 天子の孝 自二天子一以至二於庶人一意是皆 修身為人本(大學) I 五二、五五五、 V 五三、七、八六 I二七二、三七七 川穴、二三 四古 也也

> > 天地

三四大--四七

I二四大

天地一心

良知雖」見二千方寸1 與二天地鬼

上律三天時二下襲三水土(中庸) く氣之毒にも存事に候 天資魯鈍故か凡心之超 脱成がた V二八五

(天地人物之成

生

I二哭

天地神明 神一同」體

所生謂:我所生之本卽三父母先祖

本體也 天人合 天真 天叙 天人合一之靈樞 心者天人合一之神明 Ш 一三六、一五四、一八八 長生不死之 Ⅲ三元 I I I I 川九九

天地之經而民則」之(孝經

天地同根萬物同 神」合三其吉凶

I图《六

I四九0

盖夫子與二大地一合一其德一與一鬼

子日天地之性人為」貴人之行英」

I二当、曹宝

大三於孝(孝經)

1二七七、三三九

文言)

聖人與三天地一合二其

德

其明一與二鬼神一合二其吉凶一(易乾

與二天地一合二其德一與二日月一合二

天地太虚是也

I □40、三三五

天神地示 陽維若寒維時 天人順應之理陰有二以相協一而雨 天人一貫 Ш 七、八、三八— 10,110-11 ア三六 11六

天竺は戎 天竺には聖人田でず 天神地示は萬物の父母 天性天道天教天學 聖愚)其天性原同 理 也 III : Ш 三 三 Ⅲ三元 II 范

大虚也

I二次、三五

天地明察神明彰矣(孝經

始祖一始祖之本天地也 天地 之本 天地之大也入獨有」憾(中 不下以三天地之成毀二而 身之本父母也父母之本推」之至三 以二驅殼之存亡一而存亡上 1一四0 成毁上不下

I二八九、三六四

八五

明

13

面

fut.

1. 旅

エ

ないかい

11/2

道

00

道、人心

道は皆孝

Ш

III

1/11/1

Fill 地

體的の 久 可以以 致二中 人地萬物父母、 天地感應 天 天 與二天地 麻 人 地は 也 地之道 地之道博 地之大也人稍有」所 地名神 111 46 利 天地 输大體 脯 一零上久(中 大 115 化之胞胎萬物之父母 也 地 地之 位焉萬 19. 1 人煎 2) 也 化 thi 中 庸 商 THE. 物之態一片、 也明 物 少憾(中庸 世 聖は豬小 1111 正元三、一公 育焉(中 也悠也 n) 一川 III === II 工公 П П 四公 たん かん 1/1 天罰 天德 なり) ス道 人之壽算其分數受一有生之初一而 天道之冥問 天道之至诚 增三減天年 大の

有於性分之中一此之間 天年

I III ・ベベルビ 1

1

年

رال

六月の

書院寶物扣

III

Th.

Mi.

成

金金へテ

ツヲ

ラ

1

Ш

ズを有より

Ш

四十四

I

敬者畏 肿腫 天命之間」性(中 黑 だ ap) 天命一尊二德性,之間也 19 他們 脯 か出く I HILL III 季氏 I L'EON 股

天帝

III

三三七、三四八、三五九

仲虺之語

天命也 太極 性即人命、 云 天命性道台 は天命と云、 歪 誠 動 やむことなき之を天に在て Mi 生 以陽 人 八命即性 人に賦しては性と 靜 35 mi 1 生レ 10: II 木、山六 除所し調 11年 (五大) П 川心 II 心心 ON 觇

天道

善に 冥罰 冥加

胸語

し悪 能家

1

脳ナ

工 近兴

111 は

36

山六二、六八

TE SE

111 -27

四四三、四五七、四七七、四八二 三、三元四、四、九、四、三、

天命之間,性(中席)

先小三

-1:

pu

Pale

Ejj

他智欽

A:

戶川子、並候送行、歌掛物

1

1-1

戶

H

田四八八、四八九、四九八

見

1.

杨

-5-

谷後

1

TIN!

(1)

Tin.

0) 23

II HO II The same 正四地

人道

水

妙

然一可 然然後 天理 人欲 天理 天遊 天梁和尚 天暦の聖 吾人放三下拘擊之意」信三天理本 天理人欲苦樂之 天理山上、一益、三方、三方、 天理の名利 尺理にして人人合 存亡之幾 侃 111 心泥二其事跡 者也 向中庸を雕ざれ Ifij this 第三 大 (曹溪院を 理 沙 以 也 件せ看よ I fi. 1. Ш は 二八大、四大大 E' II 九七、二二三 三三、四八八 1. I 三年三 11四九 八情皆 V 正金

悟 规数 一种子易 從此所 安從來(素問 竹 所山部佛 素問日恬澹虚無真氣 恬澹虚無真氣從」之精神 與要(易、 1111 紹一章孔子等 偏にすくみ定まる法を云 144 爱丽 用間 111 11 也 問越其意云 繋飾上 THE. 傳則 經之意以 Ш 11111—11四、八四、五 會門之諸賢 平學之 しは 常則なり 江之 沙川以 々)以下 之I三 內守病 II至二 I I 14 月之

> がよ 傳習錄 傳左殿 傳智錄 傳兵(岡 傳習文餘 傳智錄慶安 傳左(加藤傳左 外外外 を流む まれしか 1 十之不 人と遊女との話(沙石集) K 几点 加藤 H 亡做 傳 利 兵 31: 衛を 衙門を看 會通 水 14: - -看 11-1 10 よう 1 [3] [1] 1 一一件智 II = II. KAI [vol 一四六 中華山 III

## b 1

-1: 朱子曰 有上土 書二土橋子卷二一首 丁亥存作) 上肥氏 而其發為 與三土肥 此 1: 子一 有」財(大學) 洞 心信 H し信則 Ti | 元、11011、110日 I 五二七、五七三 I 行之 理也 IN THE 工型

東條為石衙門 11 4() 杜昌,其柳 小に分っ 杜氏の三進婦 於梅先生行員 紙餘戶出子御語 鄒守征)東原(王陽明 江北 公原仲武 所相 存失郎三郎 日北 111 子 月 僧となること 戶田子 j-. . . 孫助(正废 /備前長船 184 動心、 1-中自 明 tii 15 保助 相求易、 [1:1] Fi [[] 红 大光にき二八八 1) 九五、三九七、四〇〇一〇二 li ヹ゙ 心之友 候 14 15 7:10、二、六 はん
マ
六 151 明明 マスニ、マ弱 Ш サイル III 川三八一元 日間のでは、一日の日日 日間なん、五八 1: 門人 成久二 いい 切似山 八一八三 10 九二十二 1 101 V. V 7 = 0 V Ш III I トード NAI NAI 150 FA ! 例 東遊記 答書(少作 胸答子の妻の貞賢 不」知不」識唐虞民 東條方秀 之人 東條武 東條新 之人 唐氏(樞 唐一卷の禮元剩 千山萬木出腹乔 倒屐之情 東條東体(諱成徵會津北鄉之人) 東條廣 東條長五郎 東條灰慎 東條新左 東解清助一語方義會津北鄉之人 作 學像 713 ti 不德門(會津北鄉之人) 1. 藏一請失賢會津北鄉之人) H 衙門 衙门 郎 (諱方秀會津北鄉之 所说 ( 諱方知會津北鄉之 (詩方莞會津北鄉 元剩 (請次慎會津北鄉 H. 蚁 Ш I SE いた大 VE TEOX 1.00 VEOE V MON VION V四次 V四六 V MO V当 Ⅰ九八 Ⅰ九八 當 董 童 AL. 流 锡 動 (大學) 董永 迹一說 予嘗欲」啓 **添**跖 湯之盤銘日苟日新日日新久日新 當下自在 参通レス者王 其中一謂二之王二三者天地人也而 董仲舒曰古之造」文者三畫 先賢董公常以下大學經中自二知以 堂に升り室に入る(論、 與"其有二聚斂之臣一寧有二盗臣一 程也 恕は如心を恕とす 當下自在心 節為三格物致知之傳一 止而後有以定至川則近」道矣」兩 董永叔謙 湯武の放伐 動時の慎獨 本體を不」離 動時靜時の心の 陶侃の母の賢 動は思と貌とを包ね Ш 一五五——五六、二〇四、二五三、二五九 雅之蒙一故分三別心 如くに III 動時省察のエ 三元、三五十一至 て云 II一元、V 空 Ⅰ三六七、四〇七 I五四七、五七五 Ⅰ五二〇、五六 I二六三、三〇五 先進) て中 一而連 I 歪 I一只 III III I I 工公元 山六六

道

道家脩養

I

當地學館

當下不」動三子欲一等之件

々 V

當下具足ノ良知

當下致良

知 功 夫

當下(は)たらざと云事見在のこ

山東五

當下自在の

11三元、三三

工毛

當下良知便是吾人安身立命之地

凡道家皆以」易爲」本而以二神仙一

1:13

17 11 [11] 7)

10

17

131

di

明

味

八七

此(獨樂)是道心自有之光景

大舜日人心惟危道心惟微惟精惟

而允執二厥中一(書、

大禽謨)

不以悟則人心勢盛而道

心不」明 IOF, III

人心と道

義利公私の辨及び道功の別

道器一體更無同隔 道器合一之身體髮膚 憂て此(中庸)書を作爲す 子思子道學の傳を失はんことを

II 吾

道歌之註 而附會

V = Z

I

聖賢人心悉化合一道心

唇怒哀樂原」性後·於義理·者為 即道心之謂也故有」善所無思 11 朱子學時代の)藤 四縣樹下之草 樹 規

I

15 13 11/2 原人、 127: 14 I Ī 19.

樹規と致良知との關係 I

本を看よ) -藝梅先生全書 粉。 輪執衛藤樹 111 先生全書 [ili 111 1. 氏下 (岡川氏 こ、こに、んん、たんん I

人心を

點化して道心となす耳言

前王明」德以胎

道

杭

I

III i.O.

曾子 孔子弟子接 道統一人也

I

作一個學不

近心上云形

11

. , II

心學

I

jY:

心本自有三獨樂

他

八

聪

消心之命

を人心と云

艦 本を看よ) 悠 樹先生全集 樹先生神 树(先生)文集 稿 V 果( 篠原氏本(篠原氏 三五、三五六、三元、V追 Hoh 稿 集 を看よ) I總已

道統之

1:

藤樹文集 樹別集 樹出翰與川 11: 三角舊藏本) Ⅰ六、一北、二〇九、六七四 Ⅰ二八、三〇、二大 I | 77, 10%

看よ) 藤樹先生遺稿 藤樹先師之花翰亦歌 (花翰本を 下四六 II THE

蕨

月刊雜誌

藤樹者有

」所」取」法之稱 直蹟膝

學於異城

二(井口

七右衛

藤樹先

11:

規)(第五胎、補遺藤樹規を看

機例先生遊久一杯口先生

耐先生遺品

117

M.

賽

道德邵

VEO III W TI IIIOX I

(寶禹鈞の善行と其應報)

Ⅱ 汽玉—八六

いこう

V

風早鄉 取间間

道徳は萬劫不壊の

古鄉

道德仁義心裏之靈

被 [[1]

其用無 无、V 题

樹先生遺品 かける 適 條例 (11) 先 11: V一公 YEX V 别 111

鹏 (語) 蘇樹先生手簡 赤井氏本

II

藤桐先生出像の山來、京葭屋町

族門先生御言 帳的先生為 藤树先生造墨 藤河先生 造 ·JE 帖 FII 111 近小 にない。ソル IL 11. 17.00 II 🔆

能

先生

13

道

11

1

造效化

五点

沙 刊先生 外江 大发 71 的放水-11 li.

藤明先生全計優皮集

14

一十八日

11

藝術先生貴貧

7311

1

於村 藤树先生工 编 Di 1.,1 111 氏仁 II Vin

藤树先

4:

别

鲱

拉

院

平脚)

11 ti

14

15

引於

III

C. E.

藤树 先生 11 m 維著(萬里本)(三 II 一四三、三五三、五六

> 藤侗先生行状 族树行秋 藤樹先生

開

14

藤大子行狀聞傳別名

七石拖編 藤砌先生書偷集一中 村氏本 II 三四八、四七五

藤树先生 H 前 寫(森井氏本) 11 高二、五合

酸树

光生

那川

1. III

い北、大、言語

藤樹 先 4: 簡 集(安井氏本) III

II

三四七、四九九、五

藤夫子行狀聞傳

V七、三元

藤樹先生行狀開

14.

いんしした人 KK, ENO

藤樹先生書 竹涯輯) 藤树先生 100 mi 17: 邻答 育 II 版 三五五、四四四、四九 築補(志村

藤树先生書翰原寫本 藤樹先生書簡拾遺 心 松 盛树先生 Y 間田 五、三〇三、三二九 持前 II 氏本 1... 拾遺

> 別名) 藤朝先生 を併せ看 藤树先生實錄(藤大子行狀開 藤树先生 松樹書 3 特的 の最古の藤樹先生豊像 Ш . ) 宗教 七一元、三大、三九一一〇 觀 田田で、西大中一山 一佛教 マギ、への 仙 九 例

藤树 據門先生品 先 1: 张 132 像 (梅戶在貞筆 梁 舟筆 マニス

八 J:

一件

先生新

19

沙

(安政二年

族四先生記〈縣八子行狀聞傳別 亭二幅 **藤樹先生醫像(存木南溪宍戶女** 岡山子云々ノ **廖**樹先生冰草。 蘇樹先生畫像 帝选) 初先生家藏之學像 司先生審像 (版本 (編澤探龍等佐藤 松 一元、二〇九 V ソニ六 1 三大 V 云々 藤樹寓:居于京師一條葭屋町-道言「轎 藤樹に神明なり

於例先生御本像至玉林寺に安置 V七、公 VEL V四七大 豪傑之士非耶 今如三藤樹超然獨興 孟子所 謂 等而審山振二其翼一執齊腹二其尾 否邦國三陽明學 藤樹研究 藤樹記聞、藤夫子行狀聞傳別名 藤樹學會 而後藤樹之名益顯焉 樹為 11: 、嚆矢 V C V HOU マ四十つ

藤樹岡山二先生贈答の歌 藤樹満(大洲 藤樹古跡の碑 マゼヤ、北 V Com I 總 V元元 V 公

藤樹御墓所石圍垣帳享保六年 V

V -

村及 藤樹出院慶安紀元泰盛鳩上工废」 上其成一馬則先生夢」奠矣 

藤樹の下

TH

元、一〇、八三

樹の文字は

學会の稱呼とし

V E

用るらる

藤樹之德近世無

שלי

マ四大

藤树先生書院

記

な歌へ

格的

月1

に計薦物力在 程伊川

炎川

・矣い否治

111

三云

V

藏者以:藤樹|比三周

源溪

作付先生調堂の

100

V V 100 大洲有三藤樹先生故宅 藤梅先生景慈龄

135

初一行

川殿チュー

で造費の

谷

藤树書院炎上

V

藤樹書院を郡の經營に移

感福書院境內見 桐書院再建 山 1.40 い、九七

客問日藤桐は

いかいっ人ぞ

何口倫澤

的初野

人也

 $\overline{\mathbf{V}}$ 

總

张

ij

ト(ド) 三三

置與縣令籠手川安定氏外三名發

藤樹書院以產管理規則 起となりで藤樹書院再建 扁額藤樹書院四大字 蘇樹書院什會 Y = 7 い一九七 で言

夫一以二性善良知良能事

い四六

V E

藤樹書院の守穂 藤樹書院一行中其禮上矣 乃請上予來二於予先考當所 ア門 築之

いた

I 經 回

藤樹書院平面 藤村頌德會

藤樹神社の創立 藤樹神社什實 藤樹事行 1 一二、一九 で三大 VION

0

藤樹先師之花翰 滕樹先師御行狀 詠歌 下三九 で三つ

刊行 藤樹先師之德化 藤樹先生」滋賀縣 高島郡教育會 V

祭三藤樹先生一文 藤樹先生贈位奉告祭並常省先生 二百年祭 杉浦重剛先生

作せられたる著書三種) (藤樹先生が豫州子弟の 藤樹先生卒 爲に述 Vニれれ

及した 吾藤樹先生常慕一明道陽明一而優 藤樹先生卒去悼之文 マニら

(藤樹先生と村民並親戚放舊)

V天一九

藤樹先生德業之懿無三以尚二焉

藤樹先生之學功を爲」不」忘云々

ア三宝

上の影響 ありしところ 藤樹先生の祖父吉長公の邸宅の (藤樹先生の起居動作)V兲、岩 藤樹先生 (藤樹先生の短册と詠草)V一宮 の蕃山に及ぼせる思想

損一候 九衢の陰樓に藤樹先生之祠堂 谷 藤樹先生之祠堂 藤樹先生之御墓所圍垣も及二破 について 藤樹先生 豫州に及ぼせる影響 (江戶 荒神町下

下二云々 十有八歲而業受三藤樹 調二藤樹先生之墓 藤樹先生祠堂 藤樹先生發奮 0) アニのよ、三の人 先生之門 ヾ売、一〇 Y 를 V

して一百年大洲に於 VIO、图O、至三、公

藤樹先生は海内心學の ける斯學再興の由來 樹先生歿 V ==

八九

(藤樹先生は豫州子弟教育の為

ト(ド)

多力

if

i,

1

1.

たれ

和朝

. ,

. .

11:

也

树

"七

11:

消

生心

出半彩

形

村村

先生

III.

「地

V

365

1 何先生人品德行高 樹先生真筆心 書子 米型 人 K 11/ V 细

一一一份

1:

瓜

加: 德田

64

1.

ハール

滕大夫高茂、大洲

外を

1111

遊上前

0

例先生

香

大筆

V

E

藤夫子

间

V EM

1.

梅先生全集十 樹先生令 1-您州 V 14% べいいいべ 心心 V

藤樹先生

藤树先生年

是 11 Ti

1.

大門九

的先生年譜

V EE

三、四六

藤大子

164 164 164

例先生

li. 手

1-

11=

1

1. 1.

藤大子の神主雄大子の神主

11 1/3

11

1

脖 13,1 心博 制 此 例 先生全集 心就 1.

脉 受飢害寫及 砌先生全集 樹先生合集 Ji. 0) 华芋 朱 胜 1 11ille Hin 训 I 1 % 總 ٤

/i.

献

V.

1

文艺 中山

[11]

10

红

3

[几]

山山山

树先生全書(中村氏本) 月二十 物先生

九、西门〇 別名 族樹先生 藤树先生 藤樹先生 1'1 Ji. 別 聞 集 绯 - -(藤人子行状聞傳 [11] 1 いいは、七人 1.

家、武井

IF.

則

尼州

人

下門大

藤門の雙

PAN.

1

hi

藤門像替

藤武两生 藤大子於」道 藤大子之他行

(蘇木丹

1

1:

1111

後ノ利

10

1

1

V PAY THE 九、三〇、二二 26

箭衛

1. V

予問逝 树中江先生卒後 今兹延亨四丁卯 于印版 樹別集一卷 院 14 0) زلنا とし 77 II; 4 3 近くは藤 得三块 い二次に 1. 酢 福

树儿

是书浴外

15

レン

111

-

V 補

ji:

Hij

則不亂

在秋祭祀以上時思」之一孝

光红

-I 黨

[11]

化

哭

60

私

藤樹中 蘇樹翁 酸树苗 樹中江先生集 北江 江先生 111 11: 當年 思用 先 村人へ 東 1: 1 山 赠 供 13 -1: 心能 被 河 歌 彩了 1 1 如外 付一代 V 10% L 1 .... V HOL 形と

高

jį

115

之間時(體)

樂記

んじ、三七ん

竹

插出

光

11:

片

谷

兵の宛

[14]

111

季诚

自争

藤樹

V

八八八二五、三 先生全書)

い二九七

V 期

砂

先生

直

對

火

學考並解一册

树先生全書

(文集寫本小川氏

树全書(志村已之助

制

1.

V

17.4

樹先生

III.

寫

惊

孤

411

樹先生

(志村仲昌) い言元

V

樹先生

河景

独

所

册

V

1.

樹先生赶出

114

IL IX

家

- 0

册

1,13

164

先生真蹟

K

福

似

31

F 25

Th

先生真明

你行行

よ

1.

跋

[1] 藤

季城所」輯也

V III.

树先生全書若干卷吾友江西岡

耐先生尊像

樹先生真蹟、

致良

知1

大字

知

许年 先

題明

11)

德、明和

1.

尚一受藤樹先生

19

像

H

後

文を

計

かられ

儿

11

好一幅

照ナベし

樹先生誕生會

1 1 1:

践

慎獨、格物

1 SAL 西秋战際大大 先生之門 11: 思 退 1. 1 武島之

郎太夫氏藏 树先生致仕書 1/3 和二字 大洲故 Part. 刈 171 1. 村四 n

樹先生書

蘇樹

向師

藤樹先生

V

120

像監前文を参照すべ

V

記

樹

光

11:

点员

IHI.

1111

幅

VEL

帽於席上

制作 石よし 這節 111 日午 13: I MOX

學者時智之微旨

(ジシフを俳

FIF 不

指之宜

1 3

制

1

公司大国

レ時

不

食

人之三

境

11 巡

11 1/3

日處日

位也

朱明

濟之所

司之時時

行人

「元九、四四九、四五

200 117

得脫 有」德此有」人(大學)「豐七、豐三 得居牛者衛門 時措之宜也 丁訓 前之學而不」知」德 使薄」勉(中 00 」德者鮮矣(論、衞獎公) 1一三 に天時を看よう の字工夫の準則活 115 高る 1/1 140 桃 11/4 L 6. 小人恨、樂 I V III = 0 TI BOR II П 川た 和

(字經

故能成

德

信

12

可以除作事可

陳之以一德義一而 其實一而已

是故君子先慎乎德二大學) I五三七、五七三

庸

尊三德性

一道

二問學一个中庸

宮間」屋徳門」身 也(半經) 子自夫孝德之本也教之所三由生 الما 廣體門(大學 一五 五、五六 I二百二百二

德者本也因者末也 明德者人性之總 樂記口德者得也言人 而無人 Ilij 不自得 姚 德得也所以得三 人學 1 12 所以得以 I KOE

子口德愛 愛口一仁 11 1 宜日レル 一元三七、五七三 一二元 大花〇

18.

湖 头 131 1-(1)

> 就一德愛之親切無欲處一之間一子 愛問、親而發則至公無欲而為一德 少法(孝經) 民興」行(子經 I LEL ME 之間心仁 I 往從 德岡主殿小野久風 良能也致一良知一耳也 **徳になひきし民草** 德得也所以得以天之理 徳より生するす 三至孝一立三仁本 所レ

間良知

V E V VE

M

福

讀四書法

五八三、六二〇、六三

篤志の友へ良知

至二十處事接物一亦各有」要工一三四

ときの中みほきに

みなし他わた

1

18

二篇相循

らん心の花をとりくいふね

就一德愛之至公無妄處

1

I二二、量 德川賴宣 中村)徳勝(鸞溪を併せ看よ)

畏一天命一尊:德性八論、季氏及中 好!刑一子四海(名經)工二六六三五 愛敬盡二於事口親而德教加二於百 教一而 行二其政令 I二台、量 三、量

問學一之功 道 一門學 一八中庸 I.E. II G 德田彥六

君子尊三德性

间

珍二德性 德為二聖人一尊為三天子二(中庸 中にあり 徳明なるときは (道と徳) 道 名壽の つも其 III. Ш II 型型

徳(明徳を併せ看よ) 徳は得なり П 四七

德致 Ш 一八一一一一八八八一八九 四名一六

> 想二像其德義風采一感發不」少焉 四十二

德田氏 德本堂御下賜に關する書類 徳風不」盡萬斯 德田彥六寄隆 看よ(補傳第三十七項) 徳光ありて下位に嘿し給ふい三 德行之君子也(矢部湖岸) V 四四 徳田彦六寄隆を併せ 华 V」当、豊宝 V V V四九 V二八六

V

75

德本堂三大字

泰」旨書二德本堂三大字一以賜」之 寬政中正二位右大臣一條藤公良忠 一大大、二七七、二一、四八二

篤 窮理と篤行 若二头篤行之事」則自二脩身」以 I

> 先生の讀書の態度 讀大學法(四書大全) 工宝一、三二 讀書は本來吾人心性の 云々 凡そ讀書の法先づ主意を看得し へ先生の讀書法 先生の讀書法 為先人四書大全讀大學法)工芸芸 讀書不」可以食」多當上且以二大學一 指一而得一其家 々句々詳玩將去則 不以失二其本 凡讀書之法先看二得主意一而后字 П 011-04

V H ソー六六 V = .0

慎」獨則貌言視聽思每率」性云々 學者洗二濯氣習名利之舊染一而克 獨(シンドクを併せ看よ) 誦を併せ看よ) 讀書のみを學と誤解す、俗學、記 (俊柵)讀書錄(頭註 川三公 I

獨

故君子心慎二其獨一也(大學)

生性也 志者成德之種子而獨者種子中之 獨者一念獨知之靈明 獨字之者(十四) Ⅰ五二三、五一五、五九、Ⅱ六〇 I 人九ーれつ I一品 I In

V三七

九

大公 平 75 合 25 XX. 獨 が以 113 1 11: 133 K 11 His 夷 (di 狗 Ki 獨 知 45 11 31. 四個 往 村 知 别名 能 獨 1: 1' 忠 383 11: 11/1 冰 1/4. Œ 往 到 HII: 115 1: 腦 3/6 F. Mi 1 华之學 di: K II. 75 世 HIF-I 一四八 所 1 四九五 111 也 11) 11: 133 110 想 1 3岁 人機 书 THE 330 11. 19 5 此 1 191 31 知 115 彩江 之 也 人 12 殊 伏 -41 ful:

純

·file

部

41:

fill

獨

1%

Lat.

y .!

13

183

4.11

1

松

384

t.

之物

多

l,f

能 心

" L

Mij

龍

妃

111

11:

Bee.

1

44

稱

·T·

平之學

脉

也

1

[25]

所 15 180 レ所 知 之 公 jet 1 13 11) 云 太(大學 FL E

FIFE 心 40 加加 1 未经: 18 1 书 火三共 分 節虚之本 意思 便是有 Ai. Eri 、五六六

1: 計

财 獨

1/11/1 0) 微

illi

如如

天

1-

illi

1.

地

1=

Ľ X

II 训 孤

7;

1)

H

1 1

47

JI.

:[1

棉

松

ii.

100

ulde

1-

1

强

1.

慎 11

t.

114

忻 驱 獨

11

到

:

1

1.

29

4.

件 II

-37 12 11

Ti

よ

份公

1 3

和

11)

獨

1-

1)

10

111:

-13

Ti

t

Mr.

以公

1=

-5-

11.

1

1/2

界

分

杨

7.

慎

L

かし

慎

II

II

歸斯 一日 11 T: 四 15 虚 願 11: 一門之本 所 4 之物 Fili 1) 00 1111 书 逐 1.1 利 00 54 即 7. 所 TEL 份 乾 Ti あ -11 Iñj ulu. よ 3 -6-14 情 thi 即 15 寫 意念 FITT II 11 他 11) 是失二 所 執部 II Thi. ti. 1:

-- 11)]

知 獨

fil. 11

. ,

念獨

14

11:

0)

Mil J

常

1

11/1

1:

11 11 II

11

Tirl.

獨 18

TIE 人 15 所 即 まり

知

II. 4

0) 111 00 00

强 17

知

Teris

沙

7

11

夫 獨

12

11.

腑

11

3/2 . ,

121

FIF

1 Siù

1

:

..

但

-1 }

Ti

1

ī

0) 知

凡人

聖 35. 1) x

11

11 1.11

1.

狮

部

414

10

が、こ

1 111 11: 11 北人 -1: 1 新 高圖 11 111 11 松 永 [5] mil; 510 测 百 他 -1: 价 13: -11-114 机 [1 6 ) ·秋(五思 1 心 間條 幅

11.5 例-1/19 · j · [1] Fi: 1: 好 11 1:33 於 111 大學 11: 1.-1 1月手 Ihj 136 211 111 知 文儿 1.K II: た學り 调 TIT -\$1; 11: 377 五元 115 1 1 T. 1 111 以上 情 16

13 115 14 J. 11 111 飛 1111 J; 师 16 人 你 Das. 111 4/1 之代 1115 [11] 1 之非 脸 1111 18 易 1 刀管 4:11 [1]] [1.0] 10 刑 11 1:1 人 11 ffi T II th 心心 1741 E11. 1:0

ili

IN 谜 程章 不 1: 5 111 111 411 Mij 14: 小 行 所 伦 他 1 以 FIFE 調 12. 山 FI 以 1 K Ti ,此 100 からて 也 110 A\$ 11 贵也 4. 册 肝: 3 杀吗 II. 11 15 1,5

111 保 [3] 13 510 [] 111 徐 肟 1 内 M 11 鉄 His i. 业 俳 II 4% 15.5 之 Ti 1. I. .li 孫

11

101

污

洪

TEXT 12 Tř. 11-1 [14] n

17

之意

油

7.

Fi

1-

3%

1=

1 1

古 ま Ut FU

馬坎

2.

111

1 -

3 .

- .

7-

10

1)

12)

制

14 4

13

坎 3;

小 1-2

4 往

所 11.1 3.

1

7

:16: L

1\_

- 3-

1711 Fi 朋友 學 11 inj ij . Ti t か 不 III 12 流 3 1 4 1 īi.

112 } , , -- j-JI K 一 112 其 其 庞 虎之助 Final 島以 · [fij 7,5 60 31. [11] 光 PU 人之一 = [11] 人 1 不 11 111 細 法 33 2 7 phi -1. 1:1 2, . Th! : 411 かい Hi 行 俗 10 據 2 1-. 1 - j°ji; Ic" 中心 会 JA 411 3. fi. 1-之丁 1113 比 學 1/15 11: 1: 1.1 111 7. 11: 1:2 細 知 T 1 1) 401 木 L 1 10 III 1111 广泛 111 11: 15 大學) -112 [1] 所 いり + 中华 11 111 111 HÜ I'L 47 12 世 11: 11-L · L: 1. 一五二、五六三 11 179 E. 115 たり 11 ... 3 2 L'UN 川下手 件当石 12 城 V 以人 Mri 1. 11 H 11 元 III 1. Fi. 12 63

商 奶

食收災 敦厚以景 玄默敦胖 (個雅) 心心中所) 五五六 11 I

行欲 貪欲の小人 についての誤解 風食を供せ看 よ Ш 三第一六 川四六 III 11210

> 內經(素問 內八景 内八景有」

所擔虛無云々

II

rļa 1 3

江惟命公夫人名久高橋氏

江氏大宗始祖神主

V E

內典 內外營徹 八面 玲瓏萬衆知

で崇

中

江敷馬

(崇保軒を併せ看よ)

V三三四、四九七

から安行

Ш

.Fi.

描

故諺有」之日人莫」知二其子之惡 い一九九

英少知三其苗之碩八大學)

中江鎌太郎(

(鎌五郎) 通

で三人、三宝

V 三

1/3

江數馬書翰

中井忠藏( 甃菴誠之) (中井忠藏甃菴を併せ VIEL、图当 I五二五、五六七 V一尖 中 中 江玄庵(中江數馬を併せ看よ) 江宜伯君墓碑銘碑文石摺

8

43

人之感其大者四一

日省一

日富貴

看よ)

I

111

1 | 1

井甃菴

便利四

11

1

中井積善

一名於後

以顯

中江 專倡二新建之道一人稱二篤行君子一 時中江子隱三居江西邑 目三小川 1 1 江 三郎右衙門 V 一七一、三三四、四五三 V喜、美 下伝、三語 V 七

江常省先生漢文書簡 謹答前田賢叔之趣向 T.

中江惣八

V公、三宝、三読

中江久風

(徳岡主殿小野久風を

れの鳥坂を指したるか不明なり 大字山島坂なり此の鳥隨里は何 字久保にして二、は今い河邊村 村人 於 非一有三揚」名之工夫 名者負之賓名之於」質循 古日名者質之蜜 香形 故務、實立、本之外別 也 影響之

江右門

下八四、二三四

村上梅丁

けなり南久米

名者質の賓の莊、

II 迎遙游 III, 三五九、四八五

鳥坂山庄屋間部氏 四國寺源透氏報)

城行

0)

先生

V

短册合は大洲西尾王

敬氏藏

武践

一覧表象看)

内

內外八景 名のの

I

中江常省先生母堂書翰

通

Y.

元人

內外十六景之累

即雕

三郎神

I I

1/3

中江是湖東地名也? 中江氏小宗始祖神 中江氏宜伯之墓誌 中江氏古之所謂隱君子乎で四宝 中江氏譜系 あ 中江氏は生付て氣質に君子の風

中江氏先瑩舊在二其 江氏姓藤 主 完宅 後 V三八五一八七 マニュ 下三七 アニモニ 丁一会 マ長三 下四六七

宛

中江常省先生真蹟答三質問二

中江常省先生書狀 中江常省先生書聚

居相瀨三郎

VEL

通

い三九 マニュ

衞門宛一通

中江常省先生書狀

岩化

太郎

(中汇常省先生書翰三通)で言

143 II. 江 太右衞門 先生傳德田 (虎之助並宜伯を 彦六寄隆の筆記 Vた、言葉 ▼ 五 の 五

中江藤助 中江藤之允 中江藤介(助 中江藤樹書置 中江徳左衛門(吉長を併せ看よ) 中江德右衛門 中江藤之允仲樹之慕 リとする理由 者未詳) 中江藤樹熊澤蕃山傳(寫本一著 中江藤樹遺跡保存之為 併せ看よ) 1 3 卷 いる、三国、三島 V齿、三人、三美 以て偽作な マ三へ、三 いた、二量

併せ看よ)

31 ト(ド)、 ナ

茶

總

名者實之賓也 班子逍遙游

名有一虚改

子们

门江

藤樹先生歌集一

册

(會準傳

三三九、五五八

正元一、三八、五七

TI NOK V

5 3

Ι

是以行成

於內

父母:孝之終也 かり身行り道揚

(孝經)工二金、三九 而名立二於後世

中江先生教化狀(井上博士所藏

V

1. 22.

仲

江(誤

中江與十郎

V S

ナ

九

四

沙 0) 中川善兵衞貞良(權左衞門讓叔 1 3 6 3 1/3 中江与右衛 兄 川権左衙門。貞良の弟 正三六 川熊(謙叔) 1 3 江與行 111 子並季重を併せ看よ 市川貞良歸鄉 丙戌秋 1 1 三九七、四三、四三八、四三九、四九七、四九八、 川子一 川貞良市 川子」真良也 () 五、 ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · 九郎 -5. 1|1 11. æ 議权也 四八三、元、四、元、九、五三八 PH 花押 西三七、四三八、四八二、 II 造一、V追 (工西常 ノニハニ Link 1 3 1 3 1 3 1 3

1/1 中川神左衛門議权背通二通 看よ) 中川維左衛門 温岡山公評) 中川識叔逸事 H 謙叔 様似の江 Y当、た、悪OH、Y追 (中川謙叔を併せ 见以 べたに V二大大、三七九 -) V EO (1 5 V VAL

1 3

西太夫(中西常慶を併せ看よ)

中村所左衙門

中村重三家合一炎上一候 中村季貫一伯常一弟

中西常慶來學

行よ) 中西又左衞門「東遊記馬子の話 中四孫行 111] (中西常慶全件 V

1 | 1

村理右衛門

1 1 1 3

付伯常、新右衛門 村長有衛門

耳與二、汉三

II III Mai II tri

H

(元)

III.

中村是右衙門

TF.

V =

中根東 1 3 1 3 1 | 3 送三中村子一 中野義都(會津北鄉之人) V四六 1 3 村重節宛の真蹟書簡 門の後裔なり 村治助は先生の門人中村所左 野氏平義都 111 V一売、当、三八 II E I E

1 | 3

村喜六氏

2)

111:

々小礼

せる神主

V

VEZ

(中村季貫作既右衛門と稱す)

中村所 中村子

F.

衞

いた、元

くの關係資料を藏す 村治助の家に古本大學全解等 I 玉四九、玉玉〇 I

村治助及び中村喜六

(中村叔貫)

V言語、二九二、音

V三人 1

V二回、四七、八九

中村氏略系

中村叔貫來學

中村叔員の

備前

あるに送り正

て云

1 3

中川熊來學中川子傷之文 中川氏老母 111 川八系間 111 111 熊川 氏纸 寒翁 川藤叔、併せ看よ) 技卷 VIO、人九、四五五、V温 V. 1. 4. V二六 田芸七 II ME Ш 10

> 贝 原

四河

)孫右

傳压、風月、易、

偷墨个書、

與中 俗樂)

村重節一

戊子夏二月川氏

II

與州、

市兵、

朽

木

III

III E

答

11/3

村兵

戊子夏

伊勢の御師(中小森、

[1] Hal

孫行一中

西常慶

孫行 111

與三中村重

îĵî

戊子夏

一眞地と

II ALL

與二中四氏三個神

40

惠

11

子、存從) 答一村重一重節 中四子一常慶

乙四冬一病氣

义

有イニ叔實)

戊子夏

(中西

II E

答中

村道面

闸

阿比

15

711

中西常慶書輸一通

譜に

よる)田雪

3 3

村覺行衙門

川大大 II iii

T 置

中川善兵衛時 (中川貞良來學) 中川貞良善兵 中小森(地名) 1 3 1 3 中川貞良 せ看よ) 平澤道二 川來助飯明(權 川久清 中西子1(乙酉夏作) 1 | 3 川に関 参月 (1) 点 良 川直良善兵衛至併 太大 II HELL KELL VIE S V. UU 八八六 V V V 二合 I 1. 元

答中川貞良一(於熊、

尚友、ふ

II E

玄德公

與二中(川、善兵こおクマ殿、滋金

刀脇差)

II E

答三中川子老母! 丁亥へかじみ

三十二、四三十

權左衙門

II E

中川氏母一書(后生)

中川權太大

T[3

子

Ⅲ五○五、五二七、五四○、五四二、五五

中川氏國元より無用候由 正四五

川孫兵衞治良(貞良謙叔心父)

658

| 息餐 | 6 為之者疾用」之者舒恒足矣(大 | 一氏二、在六九     | 無 無 諸已 而後非 諸人 (大學) | 長野主税 V 50:      | 大野佐崎野      | 接扁平七(會津北鄉之人) V四〇七      | 及崎慶山<br>Vion  | 長尾氏            | 員 長袖 二元     | 水水川権有衞門 山芸へ、V追 | 中山氏            | 答中山氏(事」姉)工四六 | 中村与石衞門           | V EL CALL      | <b>大氏所持現中村新一郎氏</b> 〉 | 中村女五郎(子孫故中村四郎太  | 中村亦又乏允    | 中村又之丞         | 中村又右衞門(又右) Vニュニニニ | V = 4           | (中村伯常四郎右衞門と稱す) | 中村伯常同季賞          | 大田、小田、山田、山 大田、小田、中 | 中村徳勝(徳勝並競溪を併せ看  | 中村仲直             | (中村十兵衛) マモンル       | 《中村重兵衛》 V一三、元     | (中村重節)<br>V元二  | 中付新六             |
|----|------------------|-------------|--------------------|-----------------|------------|------------------------|---------------|----------------|-------------|----------------|----------------|--------------|------------------|----------------|----------------------|-----------------|-----------|---------------|-------------------|-----------------|----------------|------------------|--------------------|-----------------|------------------|--------------------|-------------------|----------------|------------------|
|    | 男男色              | 業業平の河内通ひ皿長二 | 成成野村 Vニ完、二言の       | 雙雙間             | 習の説        | □二六二一大四、二七〇一七一、三二〇、四八七 | 習ひ染る心、習心      | 一旦、1000周二      | 智シウシンを併せ看よう | 三日便利四日習        | 人之感其大者四一日名二日富貴 | 習有二眞假        | 習でシウを併せ看よ)「三三、三三 | 奈良奈良茶のたとへ  山四三 | 工工工工                 | 被觸」波不」散碧潭月云々(詩) | なまなましき新の醬 | 鍋之助           | ナベ灰男鑵(仲樹)生る マ六    | 難波曳議論覺書 V三〇三、四七 | 人<br>V<br>三    | 難波先生(氏木村諱勝政大阪の   | 難波のあしは伊勢の濱荻川二四     | 通也(孝經) 工元二三十二   | 何子日是何言與是何言與言之不以  | たっなづき 加三七七         | 夏 夏為冬 卷滿飲飢食 工二四五  | 無為而成(中庸) II元   | P 1 五四五、元七五      |
| ,  | (熊澤伯繼の名二郎八) V――  | 二宮春湖        | 二瓶善兵衞              | 乃二百載之下猶能奉祀 V 門三 | 二百五十年忌辰V咒二 | V = Ou                 | 二代國貞(井上眞改のこと) | 二 誓以」不」事二二君 マラ |             | =              |                | 南遊會紀 1四四、五00 | 南面               | 南摩綱紀<br>V王宝    | (中庸) 工二              | 南方之强與北方之强與抑而强與  | 南窗寄傲      | 南針附方(N方目録を看よ) | 南條文雄              | 南南郭服元喬          | (年)            | 無念:爾祖「津」修廠德」(詩、文 | 祖十二條嚴德一(孝經)工二六六三四  | 大雅云(詩大雅文王)無」念三爾 | 朝所生(《孝經》 I 二七、三五 | 爾詩云(小雅小宛) 夙興夜寐無」忝二 | 公孫止上及萬章下柳下惠) 工 四三 | は我をせんに七事すみ申候へ盗 | 故 今の世には汝はなんちをせよ我 |
|    |                  |             |                    |                 |            | 西                      |               |                |             |                |                |              |                  |                |                      |                 | 惡         |               |                   | ス               |                | 似                | 丹                  | 仁               | 11               |                    |                   |                |                  |

所」惡三於下一毋以事以上(大學)

詩云(大雅文王有聲)自」西自」東

自」南自」北無思不以服(孝經)

Ⅰ二九0、三六四

(大學)

I 玉四二、玉七四

此謂॥唯仁人為二能愛」人能惡口人

I五三四、五七

好一人之所以惡惡一人之所以好是

I馬宝、モニ

謂」拂二人之性一舊必建二夫身二大

I玉四三、五七四

民之所」惡惡」之(大學)

故好而知二其惡」惡而知二其美一者入德の欛柄 田陽二、VC二、允、一〇六

I玉二玉、玉六七

とす

V五六

先生自反慎獨を以て入德の筌蹄

II DE

似月次郎兵衞(米谷寅を併せ看

丹羽熊右衞門

中江)七兵衞

V人四、二三四、四九七

V

V

十一ヶ條之表文

にかた「二方」

11四分、三元

二難之敎

弟(先生の二男)は三つ(仲樹鐺

田園園(到園園、西園園

九五

總

不以服(詩、文王有聲、孝經引)

意如何 能 張 14 代門人 -1-子 111 西 F. 1111 格 公公 我於 113 14 水季格 四新行 价 挺 水 1 点之章之 fi. I本 四心 新 新 41 H 日 H 用心 用節 料 113 li h 7 程

14 14 竹 引 小 玉二女於成 子日乾稱,父坤 稱心 如

1.1

1:

福门

战

齊

Tie.

71.

1.

Lit.

大虚

14

外

自一天地上一說

345

日 爺 H 1,15 水 易盤銘日 编 平 fil 153 樹書院 柳 11 清清 記以 福 碩人鄉中 12 71 10

H

H

大

、初义

H

人

E

肥

Mij 朱 . ,

All

猫

以

1:3

1 | 1

1/15

II

1211

心

H 新之 功 ٤ --アラダ II KH - --300 スを併 四人、五三 I 41 人 人間

H H H 利前 本には文盲な 東終古玉 第一子 5311 3 西 1: 5 Nrl A. Ш 1. E. 大九 六 LIM

H 小 11) (ih) K 訓 かき 11 如

人面

11 H 前 1 1. 風 學派之哲學 II xx 2) 俗 1:11 6111 川き、V」たの、野北 ( 巽軒井 Ш 1. Ш 1: 12

2.1-13 初 1 -神殿方 はいま 谷法眼寺 升伯 1-1) 過去水 か。 國出 勘 水並 祭 IV 碑

加 411 (1) 3/6 E. 珠 Ш III IIII E Vi. Olth, 5

心以此 1 3 0) 如 知 11/1 345 411 70 米 FI. -II III 5;

[11] [ 13 ] 116 11: L 計 新 黑人 广 1 命 1112 إازر II. 

111: 所級 分 11: - -Ti. 变 KIL Ш 六一品 III Ш 1 ×

人法善 歌 修養 130 34 1= ·/i. 感に III III Ш 1:4 [JL]

人間 人間 人間

人人人 1: 2 石上 I III

11:

111.5

恭樹先生生

4<u>1</u>

仙北

Ti

1

題三記字三

2

(羅洪

光

HUE

201 1.

大學式一詩大樂文王

無念

thi

分部后政公署

外分

忍 1:

> 法 14 ト大三、九七 V PH H 11 II ... 元. [25]

0) まさい 41 2 1. IJ 1: 奴妲 奴人 70

12 木

計論 放本 14 1 层 による 1111 n E 近 () 111: で 41: K 彩 111 il 0, 說 ì: 1 1 111 L 11 一道

書簡 樹 先生年 11: 10 的 1: 统 党 一世、 33 П 1 心心

台 蘇樹先生 計算 書大全を得て精讀する生譜 初 先生 011 高高 11 1: 11 TAN TAN Del Ci. I I Fi.

九一、二〇七、二五二、三〇三、四 Zi. TiCO

能

能 里方 野产 野

[[1] 100 邑中野人來到與之談 是以其民畏 能 1 得 411 一郎 THE 何先生 八風丰) 地 Mij 大學 爱

其傷 父子兄弟 大學 之則 Mij FE. NELL

又

忍

う学

13

樣

川城八五

念佛

I

念十

に滞る意念

九六

0) 25 使 3 力 III

FF

1.4

Ti

1 1

yi je

112

利

肽

兵.

福

熊

澤伯繼之

/i. FIEL III

布川

19

III.

野児麼 父 11:

兵

113

能

()

父也本

文

11

レーナン

3i Ai

it

规 介

V

野條際 野尻縣 熊澤养山 兵 00 衞 故 野尻美津

女

V

野條忠有 福 小京 机

[1] 二條城北人

運

也

147

17

箔浦野

Hi

[71]

郎

しいけたか

アリナレナレ

村佛兵 郎 衞 10 興 11 一一、元七紀

为村义三

FIF 1111 174

法而後民法 I二公三、三宝 级之

II the

Ш

## バ

80 牛武 巴豆 ら、といよな知此のたとへなり 人上手 者( 心を併せ は 看 vo よ 0) 二字なが III たつした 1[ 川公

砂湖 地一所其 衛柄に入」手須臾不」可 iler 沈典 概例人 一孔漁樂一個 下的 11 レ脚 I な野 11元六 Ι たかっ 1(1) 1.7

[13]

硕

馬氏日忠者中也至公無」私 豚八大學 馬戲收上草丸本 馬術十一ケ條の 心之訓 点献子口告二 破日忠中也至公無私一二其心! 馬 乘一 日欽 不少祭二於鶏 I 托四六、元七五 THE LEWIS CO. VE O I四七五 一一其 17 桩 拜 杨窓杉浦重剛 放不

矿 此者未發之中易所調作是也工量 不 以,其作一不 艮其背一不入獲其身一(易、 見上 人二同 ル獲 前 其身一行 11: 1 **段**象 155

作者山 之象出之義不, 睹之地 作止之象也

作夫(守節、 **背者中和不倚不易之象** 佈義 や併せ看よ) Ι I

伯

魄

梅園堂(都の錦 拜跪產三蘋藻 之悖徳一不少敬 悖禮(孝經 悖德子經 背夫は不孝 背夫は神罰を蒙る 者謂三之悖禮八孝經)工八、高电 愛其 親 0) 师愛 其親 0) 匿名) 一而敬 他人一者謂 Ш Ⅲ公二元元 三三一八 他人一 V元元 V Ш Ш Ш E 大九

謀及二乃心一謀及二士民 予(安原貞平)調 及一下第一个进 火川 銅鏡北總金人香取秀真作 齊河川興 一路也 1 3 洪範)I 」其第一大喜!! 其 九七、天 而後謀 VEON 育人博市

V五大五七

fill

莫

Biti

人之心己如

儿儿

其 肺 肝

然則何

征矣。大學

1

ful.

似步

(A)A

弦衛雞者四

1-

七七十件

W.

I 图

1113

不

加二語云

人

I

11

学

111

此(易簡) 篇引字

柳

(問

北瓜風 はり、花花儿

11

き孝經 孝經 際蒙 自井名は履字は尚賢 文真蹟近本假名書

朱子の白鹿洞書院掲示へ白鹿洞 (朱子)白鹿洞規 「公、二二、一量 I.O. I

博厚所二以載p物也(

(山庸)

工元六

V

博也とは含弘の無」外を云

П

一〇七、一九九

博厚則高明

1/3

河愛 伯夷 (伯)夷飢求」飽 先王見 教之可二以化口民也是故 (莫見莫顯)(中庸 莫逆之會 伯樂 (中村)伯常 伯盆 規に同じ) 先」之以二博愛一而民莫」遺山其親 莫道之樂 伯夷(名致)叔齊(名允) 無」所」不」通故日二博愛 愛至德之愛也至德之 愛 伯常(中村伯常を看よ) よ 伯亭(安原貞平並霖雲を併せ看 伯州之主左近公(加藤貞泰)で公 Ш Ш 至 元四、下六 正治、岩 一〇六、二九五 「七里、三世の 1 V II П Z mi

I 三光三、三四〇 V二九八

I二五九 終始也 尊學審問愼思明辨篤行者道學之 博市堂(又は博一堂)V一〇、元の 專學審問慎思明辨篤行\·中庸\

長谷長谷川九郎太夫 し末代は風波あらきは 雅蕩 行狀) 懸一橋于邑中溝渠一(藤樹先生之 八右(泉仲愛を看よ) 靡」不」有」初鮮二克有以終へ詩、 知」恥近三乎勇一一中庸 知」取(中庸 橋本元亮 知一得以」魄載」魂心位 八月忌日之祭奠 八月十八日貴鄉洪水鴨川堤切云 L り日和の V二一五 · I四六 工心心 II 田型記 II E V

初

恥

內外八景 八景川」此克去 御會合云々 八月先師御諱祭之節は講堂へも V至00

々(貴郷とは小川村をいふ)

九七

慎獨解有下八景用」此克去上工 食政)八政之一也(書、 H 抗 工程明格物な 洪龍 11 36 1) K 19 Part Part

> 1): nf 1:

呼亦呼炒吸 か郎非」道也

亦吸

I

113

庸

工元

I

TF.

一份多放小 地祭 孝經

和氣部 八兵二加世季弘公看よ 幡 濱 ヤワタハマを併せ看よ 川川八 Vio

伐冰之家不」者二牛羊二大學) 中江豚 K 川三大、元の 1.

也

り母親而不」韓

天猶」父也父 尊而 之者父也、孝

不

親地猶少母 Ⅰ二六九、三三 11敬一年

版

村北

Jŧ.

基

11

山之

米學 Mij

母あんじ候はん

II

I一壳

18

末

卡納

あらは 拔本寒源の せり HL 7,0 述 T 道のほど マニ宝へ

披

法废 發而皆中」節謂三之和(中所) 法废の宜酸 法度の主眼 III Ш Ш -Tri Si Kri हिंदी अस li. 1

發

17

H

四人の、マムル

法

發生說 發温剛毅の 級級 Y' 正合

近來の發明ども 後熱(ホッネッを看よ) 御開

淵子に 可以

花 花も質もある 潑剌たる先生 花澤清有衙門 風會約 00 氣象 1 Fari YEX II E Ш 早. 高

仲尼不為:已甚一人孟、聊妻 マニュー、西西土 早利兵

V

次·諸正鵠:反·求諸具身三

山湖

II

己所」不」欲勿」施二於人一行有」

不過反求諸己言論、益一三國

THE

故郷の母十年已來獨住を住 母方一御心入賴存候

座候 炒一人子一 母存生之內も今八九年山 人 0) 1= 御座 門に御 候

立所に天道の に逢ひたること 一人住 山自らの 見四飛脚 0) 物語 造候 事 冥問之 仙臺下リー 龍 學 引 II に二 V 省

答。早藤子 業、氣質 濱名恒久 早利兵二 たし、 内皮冬 太極圖說 文學、 III II × 反 1

度あひ申問敷候 V

林 早藤理 林大隅 早藤茶石 施 兵 德河

林公叙三法印一詩並序 林左門(名叔膠字敬吉羅 111

林文 够 公道 1 弟 1. I E,

M (論語解)原川氏 原田一溪原 林羅 原田太仲 原田多仲(平八郎の子) 111 11= [1] 知 本 版 た 11 I 代行よし V至00 1. II

原门 原田知辰 知 1: 平八郎號、 平八 閉 溪 トル 11 V 1141

探外成 (中江)治之 签 崇保軒門弟 原田龍江 原田平八 東買人播願尽 刊笑淡 即 原 治之一 柳红 111 知 福 辰全併世石 IN THE 七大、五〇〇 V E I 000 ソ三人 V

V 1. ن I V V : 一七大

> 汗 BX R

洋宮存行

V V Pi

洋水條

版标

萬一之力な孫申度も

7年0年

1

I 1/12

云々

DES. 100 晚頭生山 ill'ij 1: 獨勝 11/2 造高

(半經 致中和一天 萬年本 (三 故 併せ看よ) 萬世道學の師 萬人極少敬 萬劫不壞 萬世の爲に太平を開 茂國 得 No 100 源 之惟 祀红神 七石石 地位馬萬物育馬 iÈ 花綱書面雜者至 П 以以 TE, 三四九、三七二、四七五 事一共先王 III I LEAT HE V 五八 (1)

压 性為為 M F 萬物一源 萬物皆備 萬物覆馬萬物裁馬中 て一體とす 體之仁自不」能 門之己 fre. 於我 Juli. 117] T In Man, T NOT 交云太一流、北心 利的 旭 Thi 萬物を以 R. NOW I I E II

讯

13/2

JE. 神川 [5] in the

仁は萬物一體側但の心より云 萬智 萬物一體(一體の心を併せ看よ) 造 萬物一體之用 萬物一體之本心 立. 再成物一體之情 竹っ仁心 IIIO E I HOX IEC大 I 「二九

萬欲意に生ず

萬欲生二於意

萬欲紛擾中、 萬欲皆生之意勿。敢信三意念

止體常寂然 工一公 川元九九

蕃山先生手簡 茶山了介(熊澤左七を併せ看よ) 樊遲 **蒂山本傳及事蹟考** 簡集)(東氏藏本) 磐珪(禪師 金 は 藤 V三三、三九 Ш 樹先生書 一人た、一〇七 II四大 丁高大 田三品

徐愛か

仁上名人

旗物

他の本心

工公

工公

随物一

1:

心學儿

JIII

損なき本

海

我の帰なし

中子

图形

H'y

小

419

にして物

樊 60

日

П

工

蕃山が先生の學を未熟なりとし 裕山(先生) 蕃山の著書 せるものなり) り得來れるものなること)V三 ることし て惜める所以 ありといへること | 茶山の思想は藤樹先生の學よ 、
帯山が先生を評して
異學の
弊 蕃山が先生を中江氏と 稱した 茶山は切かに日本主義を闡明 V一〇一一一一一一一一一一一一一一一 V三宝大 VEE V二宝玉 五六つ元 非 尾 . 比

風物

付い

1;

萬物

がい

12

II

六八

[74] 65.

11/1 [11]

[11]

V 川二九五

[ci]

13.

無…意必固我|萬物一體的の

仁と云ふは萬物

體的の

心云々 山二九

П

他のもと

明徳は萬物一

體の本體なり五三

11年0三、五八、五二〇

萬物者陣化乙枝葉人之顧發也 I So. II 五. 潮 藩翰譜 蕃山先生年 譜

L

卑遜 (大學) 手 比干 比翼 (火打のたとへ) 無」諸己一而後非三諸人八大學) 尾藤二洲 尾州の一士人参拜の逸話 力行二而日新 湯之盤銘日 介:于石:不、終 日省月試既稟稱」事(中庸 日向殿(松平か) 存養以三持敬 一人槃解下 一而不三陋劣」 (藤樹先生之風 荷 一篇」主進脩以 日新日日新义日新 」日貞吉 (易豫六 Ⅰ二三一、至二〇、五六 山た、宝三、下交 V一五七、四七大 V Ĭ II I 三致知 I四九三 皿景 П V出版

火

非禮 非業 五官の本體を離る 不の大死 ムを非禮とす I 五三〇、五六九 三层里 山岡七 五元

(中庸)

英人顯三乎微

八中庸

萬物心難長

I

審山先生行获(草加定環) VI=0

帝山考(井上通泰

施

水

13

ハーバン

と(ど)

心之妙 拉知之疑 似萬物 體の心

一或明一萬物之理 成過一克己之功

美

放好而知二其惡一惡而知二其美一者

肥後藩之陽明學(小册子)Vミュ

天下鲜矣(大學

I五二五、五六七

粉二順其美二 医三教其惡一故上下能

蕃山先生實錄(瓦勢卓幹) (片山重範 下八、八二、三五の、三

(E 工员二 マ三宝 九

廿此哀戚之情也(孝經

服」美不」安聞」樂不」樂食」旨不」

相親也(孝經)

費 础 微 秘 斐 **痺**風 (君子之道)費而隱(中庸) Ⅱ三九 砒霜 秘書水 秘解(本)(大學秘解を併せ看よ) 微之顯(大學) くは大に作る) V〇、九〇、九一、九二 磨(大學 有三斐君子 失微之顯誠之不」可」掉如」此夫 備藩之石黑君 備前太守少將源光政(侯)(太多 備前少將光政侯 備前少將光政公) 備前光政公扇面 中川謙叔加世 如如 り切如」磋如」琢如」 季弘等の の歌 M 11四七七、四七八 秀才と 九0-九 V Oh III = 7 で記して 山嵩 正量

九九

微は念慮の微良知の感通を指す

H:

3:

不

115

いなく

復少之思 念不上上之澄為一般通 で会

東久世 極口侵皆 沙山 П 太 ize 六 五、V HO中、四八 V'

151 15 15.

7 本大學旁訓を筆寫し置 1-1-4 Ejj 赋 北江 1

費人能

· 新集注

大三於孝二、孝經

正堂翁筆寫 古本大學旁訓 東 IF. 翁古本大學全 11-IC 節寫本上東 上解寫本

東澤湯 東正堂翁力 0) V四七九、五一七 說 II 一大學

熟一察子之病因

在二由し人而失い

I.无. 九、五六九

是故君子有一路

己间

徐

求路人

I

十已千(中庸

人於三天地間

氣

31.

以人不」廢」言(論

衛選公)

禮運所

111

人具

天地之德

I

交三於右二 (大 V П 九五 (子日人之生也 死(論) -j-人之生也 雅也 IL (t) 問之生也幸而 K. 之儿 IIE, 也幸而

人之視」已如 故何一人之惟 人之所以以 兴 12 以小 為默 其 肺肝 一者正在三子 其親二 (孝 上、古人、三、正 然則何

人 必

心竟領地

0)

有」人此有」土(大學)

I基三七、五七三

申包胥日人衆則勝」天天定亦能

愛」親者不言敢惡言於人1(孝經)

勝」人(史、

伍子胥傳)

I六九

不レ失レ人亦不レ失

レー

(河)

The state of

人之有」技者已有口之(大學引)

仁(中庸)

其人」而後行(中

M

II

T HE WH

I二大大、三二五

一明他

1E

所」思二於左一母 (志村)久重

三以

I E. M.

免章解)

久

久則徵(中庸 東澤湯先生像

> 子日天地之性人為 敬、视者不敢慢於人一(孝經 察段」人之謂」為」人 而能於人名無之 · 只是皮膚之品 少貴人之行英 Ι 1二七七、三元 I二大大、三王 1. · 孟子萬章上 三島一帝 為人之道 廢一人之大倫一 人之書也 易告司公社 1 以 特

心性 神之命五行之秀氣也 記日、人者天地之德陰陽之交鬼 人者剛化之本質人地之德萬物之 許日人萬物之靈 禮日人天地之德鬼神之會(禮、 いいい、こという 恐还 I UNI Hi.

取人以以身 下國家一矣一中庸 知」所二以治り人則 人不」知而不」個 人者萬物之靈皆 學而 し視不し可三以 修 不 以 知 不可知 が道 所 君子一乎 三以 修 人人一川 近道以 治三天 П I 五元 大

同程張朱惟人之師也 為湯文此明公孔子負官 三邊四書孝經小學惟 以發 以點二父母二二句 11)] 學人處 I

41: [hj 11 無所源 估子以\人治\人改而止(

个問 盖繼三人之志三中 道と人と一貫 'nſ 111 共 道次に根たりと雖人に 或 人存則 人は自家の 良知を不 して外に求るを云 不可あるも由し人なり 以典要格式 : 1 动 人之事 者也中 外意念を全く放下し .其 明内に守候はでは云 泥 外 113 JA Mi 或 レ知不 七七

江公

中庸 人々固有の羞惡之良 人の萬物の 道(中 人は諸物の 列子が云ふ人は五世を以て一世 人一能」之己百」之(中庸) 人皆曰三予知(中庸) 人十能」之己千」之(中庸) 五一公 人之為」道而 能盡人之性 寓台 脯 温し 獵 遠」人不」可に以為り 一則能感 物之性 2 て又これ鬼神 知 111 II 三四二、四五 II À II II K II = II co

1/3

MS

п

人江 己子之心中断) 所二不」處而知一者其良知也(孟、 人之所二不上學而能一者其良能 人胸中有二筒聖人! 人萬物之靈書、原哲) 人之行英」大三於孝二〈孝經 強心上) 人の皮を被り 人の皮を被りたる大 人不一知而不」愠 記伍子胥) 人歌門聯 人一能」之、己百」之、人十能」之、 乾坤な父母として云 人天、天定亦能脉, 之。史 たろ給生 FEL 川八九、四四三 Ihj K M 111 V III III III Ш 也 玉 二之心 -12 75 IGH Ti,

3

ドカル石よ

**300** 

百尺之假山積二 75 堂之材ホーヒへ谷 tig せ (慎獨を看よ) 貧 而成云 V V 密

戒

『書寢』 戊子夏

ii 1

(半網 竹乘之家 儿鄉 故得二百姓之惟心」以事三其先君 (百姓有三二 天下兆庶己 1 1[1] | 義二 | 則稱二百官 | 一 11 7. 灯 聚飲之臣 11/1 也 1 3 1 | 1 加工 I二空、三大 二法、三元 一(大 П نا 大儿 省 Bi 博 淡窓廣瀬建 為公貧為人然 篤行」之(中庸) 水 處之裕如

百人一首之歌之詩 乘 引 V次 4 フーブ・ブ HI 0) 李 元陽 刊 行 0

闘

三經注疏本

II

致地一行

一乎貧

儿

-

大全宗廟籍 廟制其大體見三子 平井山之麓 廟は貌なり 兵部様(家老大橋作右衛門を看 兵氏無射 百里奚 百病生於氣 百年來人の間然せざるは只藤樹 則仁 百年來儒 者瓦學 1 3 人材則蕃山學 庸或問 II 香〇、V三二 V 三五七、五〇七 10-101 II 型 ROLI I V三元 I 性理 V 擯 省 蘋 擯考 蘋藻雖以微祭祀不以解 皆奉三玉 賓主交際內而國 **搜**者田請上 禮大司徒) 閩本

平田助右衙門 平性含翠堂記 平塚多助 讃岐平川君子文 (大坂)平久 2 II型光、四个三 V四九九 II IIIO 图01 四七三 不

博學」之審問」之順思」之明辨」之 其家甚貧麁食敝衣人所」不 1一豊、田一合 庸 上地而 V元 田東地の 不義 故當三不 父有 不婬 (不顯)(中 穆穆文王不顯春 不顯惟德 不顯真(詩、 於父一臣不少可以弗中等二於君一 大雅文王

賓名必盡其懂一〇葉樹先生之交 賓告二事舉一〈儀、聘禮〉工三四、四三〇 隣君視二敬忽一此重事 擯者入告出許(頭注) 介奉 請 孝睦 體係 二東錦 一觀 婣 友任 也 1 II元版、四三 I 五八六、六一八 三元四、四三〇 重 介四 恤 I I四七 一外而 (周 VS はからざる 為一不孝一也(孝經 不孝不弟論 大不孝の原因 小不孝の原 之罪特甚 有三四等父母一待 人而不孝天報」之以 三者不以除雖 不設之盛德 因 意 四 四

賓興六行

日

フ (ブ・ブ

V 四之

二錦京

不顯は上文穆と共に玄遠 一爭子一則身不」陷一於不義 義」則子不」可以外少爭 11八一、公四、三六七、四011、四三九 庸 引二 詩周 I二二二、三 I二元三、三七二 頌 維大之 II S Ш I Ⅰ九五

> 五刑三千而罪莫」大二不孝 1七 田へ、、くべ、二谷の、二七〇、二七三、 二他人一焉 ||目用三三 三二一五、四四、四二 孝尤切 二六極一工二六 一牲之養 循 I二金、三金 I四〇、弦 而不孝 V 四たO II I O

不孝は王法三千第 不孝は地獄 0) 業 一の罪 川三次、三西 

不嫉 不嫉 遠過也(大學) 見一不善一而不」能」退退而不一能 不屑の教誨(孟、告子下) 不生不滅とは云可 財(大學) 仁者以」財發」身不仁者以」身後」 不嫉は夫婦の緣を堅くす 不死之神方、 不孝の惡 三君子二而後厭然揜二其不善二而 %妬毒の 0 三得 報 長生之正術 Ш 二九一三00、三0四、 らず 三人、三一四四 11元一二二 三 III III 正空元 I 三三三

0

父 北海陳氏日父子有 不偏 不能叟 父母之於 有少別 景象而已 之(大學) 其為父子兄弟 父子有」親「五倫 先生自己惟命愿不能予等 (不睹不聞 著其為 血脉貫通 父子之道 (父子之道君臣之義長幼之序) 五教者父子有」視君臣有一義失婦 不善必先知」之(中 使用せられたることなし 不倚無 石」が朋友石」信工教) 長幼有 八不能 ラ大学 之套下 火造之上一陵 少子 天性也計 君臣 心中所 レ所 過不及 子 序朋友有」信是也 問分形 中华四 有レ戦 足上法而後民法 0) 所 臣之義也(孝 一只是 夫婦 他是仁 八九、九九、四七九 I I二人人、三大三 身體懸膚 エ六一、一型 I 五三、五十〇 (孟、滕文 TO LOS 胸 ら文字 有レ 四八元元九 V I 1 П II O 16 1 | 1 九0 531 武 AL 挟 失 武篇 (告者與氏治:水上二面) (楊子法言) 扶桑にして願軒の門下こそ云 央子之學至三問 六子· 藤明先生 夫人高橋氏 父母其 扶桑古今之一 父母に不義ある時の諫め 父母の恩(親の恩を看よ) 父母之喪無 贵隆二 我の意念で克治す 孝經大學中 武 抵扁鹊處人也 父母に於て一 舜以上天事」親 の字義 Ш 順乎(中 三二一三、二五一一人、五〇五一〇人 脯 III 君子 份 Mj 1= मि 山木村二子一而 庸 三二、一六二十八六三三 TE 監多 盧之類也 0 以以親 0) ·L 一〇四、二五四、五〇九 也中 7, . 教ありや マス、元、元の

V

三元、一言 MA A

伽

K

V

IZE ZE:

本事した)

一大、五〇五

Ш

龙

1二八〇、三四六 明にし物 孤歩多し I いた I六 V六 [25] 部 附 普 m m 稲 府 77 黄 傅說 で作説へフ 富士山 婦人科 負版考 大洲 四三十 漢文の 学 普人之下 集る所 婦人者老て境を越 婦人文庫 浮居 浮屠誤做 未」有上府庫財非二其財一者山也(大 武江江 宮貞庵へフ 武叔《以三子黄 如心存者 武周之所三以 (明尹子皇編)武書大全 りとすへ論、子張 音一歸喪服例 治平の 大樹 附 32. 341 點 辨 " ウを併 法 (') Ш 上 財 事 具 威によりて諸民 之消 九大一九七、一九七、下七、下六七 號 仲 世 死 四月 尼 如 看よ) 有二血氣一者 より Ш V 10元、图 0 I 五四五、五七五 生事し亡 一子 三元二二 も賢礼 V高量 四元 III = I IV E I V四四个 I II V

容 ア公三 I八 V I 工大

> 夫婦之 夫婦の別 夫婦は一 夫婦之 よ 移」風易」俗英」善於樂一(孝經) 夫は陽、 作せ看よ) 夫婦 (守 夫婦有」別便是智(五数を併せ看 别 不 思 少は 化 他 心可二以 fini 竹 門之風 可以以 竹 夫 FEE Ш BL 能 知 不 II. 15 15 嫉妬与等を 民下所。智 I二八六、三宝八 Ш 為(中庸 1 3 100、四人0 III II I 山三元

П

36.

1,15 II

II

B EE. 君上所 風月宗 夫婦有 人之感其大者四 程而 風采 風考 富贵不」離一其身一然後能保! 風采或同曾子賢 度風川本返し申候 翰墨全書(明 (京都書質)風月宗 謂三之俗 0 雅的生活 便利 Ⅲた、二、一、一、一、四、二、八八八、三、一、四大大 和二其民人一(孝經 知 四日 0) 王字撰 11 書入出來此 名二日常貴 V. 五八五.四 下四九二五四 1二八六、三五八 I I II E V 其

武上衛 大王王季文王之緒」(中

夫

曾子日夫子之道思想而已矣、論、

II CO

一不三尊信一(尊親)

I

想 外 1)] フィブ・プ

而受關從之祭禮皆然也

行之本行以

飲作之人記水上

心福在二共中 一矣

I

大學之前以一復門一篇一次

沙沙沙

○四、一七三、二四九、二八一、V 空 於很本之間。同 三年不為一 を行ふ(中庸) 而成二孔子 元元 I 則始三 T //ii V V II 畫 战战 . 三 洲 行沃 淵岡 门债 11: ( 藤樹文集) 淵氏本 淵源兵衛岡 PER ST なり 庚辰夏津 答言淵子之各口歌 答圖源一宗藏源兵衞岡 福華禍淫之妙理 信じて母自から陰騰と為すの許 送三淵子行! 冬、奈良茶 淵岡山門下二見直 關行享成 高等情况 圖落陽語之理 歌集)淵氏本 淵 高品灣 耐先生の語 一篇本子一 一間 中人共一視二湖氏所 厂所 禍淫天道常 山先生書簡 學派の著書中に散見せる JII 先生示紋錄 11五六一台四 門福 到 二〇年、二二、二四二—四七、二四八 **西班通遊** Щ 丁亥秋 時嗣治 Ш 丁亥秋 三京師 、五〇、一七六、二九〇、 1元、101、 (別集神山 П П 0) 111 レ滅先生 五九四 二九一、五七〇 いまれ、七 妙理 訪三先 II HO 山五六 V一完 I 正三七 II E U E O II. V門六次 工艺 II I 乙酉 工空 一九六 九五 九 10

11: 17

1%

竹學一

丁伏美一中

三丁文 易农

إنار

I

学

0,

信元政

茅穴黄

行手二貴

八中庸

H

省費に楽して省費

衙貫不一九 汗夜暖 宿費有 大小

33,

I

I

淵氏一家の墓碑文之寫

VE で一点

藤 詳論レ之

汗傾齋

淵源兵衛 淵源右衛門

山

V

高、V 追

治·藤田島川兩生 藤凡久左衞門(京都

0

人)で門口

川三、ソ四九六

(淵岡山に關する逸事)

V三类

藤田子

「見二見新右衞門(二見直養を併せ

藤原惺窩

藤林道壽

藤巴藤樹先生家紋の

V一た六

V四九九

マニニ

I公四

看よ)

V OF

二見忠呢

二見直養(諱忠直伊勢の人)

1.11

1000

人公丁 イン能

Ш

H

高山地

熊澤

子御

物語)

11

滕 懶齋藤开氏作二先生傳一乃引」此 淵良藏 淵万 淵牛平 淵岡 (孝說) 為二之論」 誤奏湖學紀聞 淵田岩灰郎氏藏大學啓蒙斷片 淵宗誠家藏三藤樹先生真一幅一 淵田氏家 淵貞藏(諱惟傳會津北鄉之人) 淵叔灣市之墓 此淵子こそ生身之君子哉 淵岡山自筆短册 淵岡山子を世に紹介するに至り 冬淵岡山始來謁 淵岡山の仙臺下り 淵岡山の大父) 山の和歌四首 111 の研究 に開する書 VIOI V補 V言れ、三元三 V四〇三、四九九 V l OB、lik V V四九九 V TO V V 100 マニ天 V三元 V 補 V追

19 III

江反也

(復初)(唐李蝌)

ijj

復初之方

服巧 伏羲

III

佛佛家の 天竺の佛は大唐の狂 (程朱の排佛論 (彼佛語を引いて此の 佛家の成佛得脱の勸 佛氏以二父母未生時1見」性 の比較一の項を看よ) 儒佛の比較、儒の條下「儒と佛と 二見直養先生芳翰集卷上 二見直養芳翰集 (ホトケを看よ) 川三一宝、10六二三一宝、1公 佛道、 大七、三〇九一一〇、三一〇、四八二 佛氏 者 批 V元气四二 Ш 道理を喻 V 三 四上 正量 II H 工法员

11111 三三 III

#### 1 1:0 163 ( ) L ---フ(ブ・ブ)

的我の

意念

4:1 . , · felf 101 德 112, 0 00 00 弊 條 を 少 件 10 43 3 191 Ш 石 よ 小田、川田中 I 111 III 舟船

佛教の正教となす 包含す) 0) 庾 片 2116 我が - 4 かっ 儒教 らざる理 III 1 3 ふみ 古

11

変

- 娛縣喜多郡新行町

子為協致中一 7,1 118 我一貫之信 日見:佛書一其 雅 本者是 假」世之深一 V哭 與旨亦悉包 文

明广大 物我一 物我一體の理 14 一数の心を存 府無原行我 子朋友之交同 の愛 光 敬 儲 7 一愛出 中的 我 の意念 II II四空 向無

物我の意念

10

掃

除

我一

體

祁巴

II

私意を去

7

體

ici

1 ..

を克よる

(mi -5. -舟-到] 船 47 」舟次」刻一列子、說符篇 我の私(モッかを件 放 72 1= 岡 刻 Ilij L 细 7 料 劍 10 1 1 冰 府 to I 41 行よ) VE T 三三 II

文 此 **算 孟子萬章**一 以文會」友以」友輔一仁 鄉之善士章)主 I VIII I 11:1

背 敬 詩 火 文者孔門 诗云 大雅文王 日文王 安慰の百姓 止(大學) 述 rhj 四教之 **跳**除在二帝 文英 0) 移 4: H 々文王於科風 也 左右一 验 Ш 人 I I I六九 也章

I

- Sing 文王我師 文學と心法 0 際文 文學 妃 四益、 大姒 世 1. 周 0) 仁 III ―九七、四の九、 111: Ш 也 Ш 

文公(大學)補 惠王下) 勉 大夫以下之制詳二子(文公)家禮 文公一以三仁者之事一(正、 八九、四九六、五二七、五 II五元 I

于伏羲 文行忠 文公家 ( 1/1) 用三文公 像 小禮之法 信四数 家 中二子文周 二易象 禮 一种二 15, 之於 體黑二 述 而成二十孔 mj 150 111 III [[.] FOLI 邑王 V三元 4:1 200

謹貴 文宣王之章の 樹中江先生卒後一五 樹中江先生卒後一五 村中三十年也 大生卒後一五 交宣王廟圖 文宣王廟圖 间 111 第 三子 111 切 排 妙 一百年 太 とし近くは 像 ifill I 1/2 I V 遠くは文 111 0117年0 統以以 V三六 V T 1. ikis 初

念

元以之人 11 PU 方策二 1 1 1.15

為人子 文或台一一武書大全 久此之学云 7: と仁 レンス 1 義との 於约 1 關係 11 ini. -110 H 於於 ITT II TK

文此旅 交武 0 備 德 と夢 0) III 三、二七、五〇五一〇六

义此 III 六六、五

交公 旗 文能院殿海綠 文武問答 文武「王の Ti 山 0) 63 III iV. 1111 111 宝大居士 Æ, 八、五〇五一〇八 III 九八七 Ш

分 朱子 加加 旅縣泰濟 日智則 北 分別是非底豆理 V 17.16

一大學 身有 墳兒在 于小 小氏 所 14 4.1 饱 Щ 金 則 11 不少得三其正 1111 城 I ·Ji には、近大大 川山大地 北川

間

填

竹忘 食 1111 H [11]

V

6'8

子

文王於明 者周公郊:祀后 欽文王 他 H. 0) 堂以配 Tii 0 处 敬 を 稷」以配」天宗二 \$ 一上市二 (茅 1 85 工艺人 II A

之所三以 13 文也 II 1/1

隔なし

0)

排字

萬

华勿

體

1-

して

40

帝堯の

-F

101

日黑文

間

V EN II

して整愛あるは

なり

文德

愷

Bitt

1.

前定

I ::

不上得一其平一則鳴(送孟東野序)

275

内子之存為且の詩 兵は凶器 平日答問之問絕不」說::文字: 只 平生作用有三活法 ( 藤砌先生之行跃 平日答問之間 上的馬 一門 向伊則兵一孝經 一年和育 學之 利先生之風事 111 亡為 絶不し説 無光 15 し1二八五、三元元 三文字 份 例 Ш い八八 V 二人五 刑 便 卡

17 明

郭 大雅 然此 川、光一台、风五

尺下傷;矣(大學) I III 辨 勉 Air

FIF 親愛一面 辟馬(大學) 1 6 花、花木品

断哭泣哀 11/2 ツード 朱明

115 11 竹 111 ;\*1**]** 路可止走

路 に走 川中す -2 8 IZVI 「 EC大 V V CH

11

便利義之與而塗」然智求」真而

輔仁之益莫逆之寄越

I 土

邦

(邦美

I 公、V 先、三三、 暨三

芒 35

芒卯 忘 方日錄 方寸

の

静時則為天下 時期為 1 居三次、居巴

人之三九

100

Int I二九六、三七九

5315

5319

名好」頁面思」虚官貴求」大面遊」

想 紫 13) か(ボ)

旗門 全書間 光 川氏)別本 11: 一別集 I H نا 去一假此之謂

一辨感

別所強 看より 看よ) 別府氏 (夫人)別 去秋また娶(夫人別所氏) 別所次武 別所子戶 (大島三良左衞門誤 火 Ⅰ他四、八、八〇、一 所氏 F. 7.11 所 一川川所 海 川可到0、周图图、时二 火庄 友成武 KA 1. V 衛二件世 玉. 必然併せ 也一次四大 マラス

ť

事」死如」事」生事」亡別」事」存

〇中庸

I 天、二六、II 一霊

庸 有」不以辨辨」之弗」明弗」措也(中 或勉强而行」之(中庸 人之惑其大者四 辨惑猶下獨 便利揀擇 便利有三義欲 三日便利四日智 **卞和の壁** (韓非子、 III 1 | 3 ル 日名二日富貴 liij 卞利 11)] III Ш III 女快活 八五——八六 至、四二 II公 I一公 П  $\Pi$ 二 一大五 150 保 甫

(作せ看よ) 之时 儿 一於 学: 恐 7 I se. 3 E

MIL

變 之義一 廢:人之大倫一以對二父母一二句 (孟子萬章上 辨惑の對算 辨 るはなしつマ 惑の功意を誠にする )以發三明聖人處 三 ヒをも看よ)工四 より先 1一 空

渔

陳二其簠簋一而哀二戚之二(孝經)

穗積賴

慕 芸

慕賢錄( 英神銘

(秋

Щ

弘道著)

中江宜伯

V

Y

底の意思なし(藤樹先生の孝) こと幼稚の時の如にして相憚る 母堂これへ藤樹 先生)に和順 す

の為

も候

國まで罷下候は亡母の墓に詣ふ

吾儕老衰之身として今废陸奥の

爲」實(大學)

房犯日亡人無二以為」實仁」親以

紅屋利三郎(宿屋棄藥業)

V一壳

V五、齿、V追

輔 蒲 御下賜の 市刑云(書、呂刑)一人有」慶兆 (母堂先生を慕ふ思深し 輔仁之益(引三論語類淵篇二) 失政也者消產也(中 保積正厚 保存金として内帑より金貳百圓 民賴」之(孝經 母堂佛を好 (先生)母堂に事へて孝をきわむ 光榮に浴し Ш 庸) 三二、三四、三元の たりV一七 1二空、三人 V П V公 V兲 V丟 元ガル

母 變則化个中庸 ボ П 六

方 方外の士 方今確三信姚江 方今道義陸沈人情澆漓乙際云々 海内幾人嘆息に不」堪候 一如三五子一入誠に VEC V

大學の序次を考定せんとす 方正學然虚務の說 によりて新に

川門 II 文武之政布在三方策八中庸〉

一妻孟氏の慈愛 二二二回

の父母陰騰に よりて邦美 11四三二二四

五

|            |        |                  |                  |                              |                     |                 |                   |                  |                  |                  |                  |                  | IJI3              |                  |                 |                 |                | 故            |           |                     |                  |             |        |                  |                 |                  |               | 法                |                                              |            |
|------------|--------|------------------|------------------|------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|-----------|---------------------|------------------|-------------|--------|------------------|-----------------|------------------|---------------|------------------|----------------------------------------------|------------|
| 112-7:00   | I La   | 朋友布」信〔五倫の一〕(孟、滕文 | 11九七一九、二七五       | 朋友(友人を併せ看よ)                  | 不少獲三乎上一矣(中庸) 工、元    | 獲二平上1有」道不」信二平朋次 | (中庸) 工三量          | 所,求二乎朋友一先施,之未,能也 | (朋友之交貴」禮通」財) Ⅰ四0 | 我二               | (夫子朋友之交同一慶惠一而無一物 | 1 六四四、六五七        | 北溪陳氏日朋友有」信便是信     | 放心之県             | 矣(孟、告子上) [三     | 學問之道無」他求二其放心」而已 | 放心             | 放下           | 法膝守       | II.                 | 與二法膝寺((京都×九右、樵左) | 法治          | 法の字    | 作れる可二着眼一也 エ売     | 法の字水を以て去るといふ字に  | (法者中庸活法也) [三次、三] | 紀。            | 是故非」法不」言非」道不」行(字 | を得たり) エ共七                                    | 藤樹先生全集。第2万 |
| -          |        | W.               | 够                |                              | 411                 |                 |                   |                  |                  |                  |                  | 報                |                   | II.              | Nj              |                 | 某              |              |           |                     | 芳                | 房           |        |                  | 抱               |                  |               |                  |                                              | 11         |
| 新一般 支払者 サー | りとなった。 | 一告者婺源大夫周某作。周程    | 修訓句解主意           | IEU、天七四                      | 人之有」技脂族以惠」之(大學      | 新·編在二共中一类 I 三元  | 靈像之 在 配本主 於報本之禮 而 | 世                | 先聖飾。報本之禮一以教二天下後  | 聖人報本之說敬          | 而受」編從」之祭禮皆然也 I   | 靈像东行之本旨以二報本一為主   | 彭淵                | 彭矩               | 前芽母把行抱各障 其分一工一三 | 某氏に與ふ           | 與二某氏 (捷徑污筌) 工商 | 芳烈公御日記<br>マニ | 芳烈公<br>V二 | V                   | 芳洲南氏云藤桐賢人也云々     | 房满口层少真節 皿量— | 抱關いたとへ | 六大極岡医静是也 エコ      | 一有即抱卦童子易所」謂陰儀及之 | 質い見りとす           | 朋友一交過を規し善を勘を以 | 器的:遺してこれを償ふ V    | 用な二個生うるの米般ある社                                | オオ         |
| [1]<br>/:  | 1      | 兴                | 0                | 北山                           | गु                  | 三九              | Mj                | 兲                | 後                | I<br>四型          | Eri<br>E         | ii:              | 三皿                | 天                | 1               | III             | 点八             | V            | 124       | V 元三                |                  | 五六          | HE.    | I                | 之               | 124              | 以真            | 240              | 12                                           |            |
| -          |        |                  | :15              |                              |                     |                 |                   |                  |                  | 外                |                  |                  |                   | 郡                | M               | 敦               |                | NO           |           | 100                 | EL               |             |        | 蓬                |                 |                  |               | 18               | فأنا                                         |            |
| Ių         |        | 公孫出上)            | 北宮黝之必勝孟施舍之無惺。孟、一 | II = ii.                     | 全性の精制内上字候はでは云々      | (               | 滿日雲山俱是樂   五三三     | 願」外則萬境皆成::苦惱:內守則 | I 五·托、系花九        | 此間下誠二於內一形中於外七大學) | 以三大夫三中庸)         | 父為」士子為二大夫一 葬以」士祭 | 祭以上(中庸) 工三        | 父為一大夫一子為一十葬以二大夫二 | 職資絶川県 マエニ       | 寶藏興馬(中庸) II:00  | 施氏の孝 Ⅲ高0一四     | 施居士          | (大學)      | 桀紂師·天下·以」暴而民從」之     |                  | 蓬萊の會<br>Vた  | 異数一条   | 蓬華之堂被二鼓荣港一可以副二特恩 | 「大宮門、大生」        | 蒙別口路威心君臣義也       | 「六六七          | 王元之蜂記日蜂王無一毒云々    | 的<br>M · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |            |
| 1          | 光      |                  | 20               |                              |                     |                 |                   |                  |                  |                  |                  | 凡                |                   | Ľ.               |                 | 圳               |                | 程            |           | 柳                   | 凝                | 和山          | 211    |                  | - NE            | 3'\$             |               | 丰美               | 补                                            |            |
| 技術者        | た例照    | F                | 盆成括任二於齋二云衣(孟、    | 一人へ、「こも四、三一人、三二人、二人で、ませー、四番を | 凡夫 11.01、九三二四、三三二点三 | in              | (凡心と本體)           | 凝滞するを凡心とす        | 本體上に意必固我の私欲を機雜   |                  | 凡情               | 化一凡人」學之脈路        | 在一跳爭則兵(孝經) 丁八萬、臺畫 |                  | 堀川學             | 期山運後            | 生書翰兵蹟          | 大洲町程野彦太郎氏所藏  | 佛は六通      | 佛田三鷹、三三、元二、悪九、悪て、墨の | 發熱と運命との比喩        | 部件廣洋        | 星平八郎   | 墨家、墨氏            | 器子後受の感          | 牧皮盖、盖心下          | 屯             | 校页而不 四潭二、藤樹先     | 朴質頭                                          | ( )        |

1

49

II.

本門

一貫之靈相

本源院殿天性宗真大居士 縣今行)

本性 本心 本心の實體 本生の父吉女死 本國心學の淵源 H 三九大、四大四 II Mail 工三元 山玉空

本餘魔隊 之性一不一者弟之極處 除三去於氣智之作蔽 15 而復二本然 Kel A. II E

本門良知は即天の御心なる事

レ微下先生之造澤遠

蒙海內

V壳

にして非一本體

V四三

本體を見付たると思は畢竟虚

に處メ變面を知 默坐澄心〆本體を見、 本體工夫工夫本體 夫を以て本朝に歸る 本體を以て工夫の準則

る

V

人情事勢

POLI II

川九

本多於仙 江州膳所城主本多下總守 本草總括分類 101, EM 藤原康 II E 亦可 本邦の王文成公 Vニス、三八、五〇七 而永為中本邦之泰斗上矣

ン謂三本邦儒宗

也

而不」貳實而不」欺之謂」誠

山四壳 V至O九

II II

本刊不子傳(處戶懶齊著) 本朝は后稷の裔 本多忠平 四一〇、一四 V二四九 V四八五 實可 本領の工夫 本來問有の心

川三、V・たつ

い会

本朝山

mil 1 104

āī. 麻 麻阜陳人 (中村)眞人(大洲人) 子日麻鬼體也云々(論、 真宮謙長(會津北鄉之人) V 四九 11 三五四、五六五 子罕) V元

被水丁女 四

年)の序あり

V 補

本朝神道傳

VEOX

I ===

本朝千蔵の儒宗

總

茶

111

水 ボン

V

II NOM VEOX

腺

朝道學之開宗

也

V类

間

本朝備名志 (淺江種寬(可敦)著

深く神明を尊崇す) (本朝は神國なる事を

仰で先生

V五九

際島松南 [] 求予斧正 一間瀬氏 育 ン女の 歌の由にて II 九九、四五九 で語の

工夫純熟する所本體自ら明なり II TOE 100 隱 魔 磨而不」磷 境 魔心っ 陽貨 魔緣、 Ш

寸音尺魔 Ш 一七二一七三、一九五、二八三 III III

としてエ

П

包 邪魔 **郷港等を熟讀すべし** 毎日清旦に盟櫛 し衣服整 て聖經 V四四中 Ш

前 貍 所」惡二於前一母二以先以後(大學) 四三四

記 誠(至誠を併せ看よ) 前田長好(久彌) 前川小右衞門 们 謹答三前田賢叔之趣向一V門品 V IEEE、五七二 一地、图三

天之道統而言」之則誠而已矣 寂然不動者誠也(通書) 心法之要在॥審」幾而誠 (誠意を併せ看よ) 二其意 1400 I大九五 I 1/4

中者中」此(孝)者也、 性言誠是以」道言信是以」德言 北溪陳氏日誠是以」命言信是以」 誠 光誠」此 工二人 I大玉大 I 大公二

二大九 (誠者天徳之本質、 信之體也)

大舜日人心惟危道心惟微惟精惟 允執二厥中にチュウを併せ看よ) 誠者本心之實德 I六宝大 I

而允執二厥中一(書、大禹謨)

にあり 此誠天に得て人々具足のものと 雖意念これを失ひ來る云々 萬物誠を以て經緯とす を求むるの要意念の惑を去る II 品、一九三 九四、一九三 

△體 天地の運動 (中庸) 夫微之顯誠之不」可」徐如」此 増し得るに非ず唯後來の習塵を これを誠にするの功外より求め 君子誠」之為」貴(中庸) 誠則形(中庸 誠則明矣明則誠矣(中庸) Ⅱ 不」誠無」物(中庸) 誠と名づく 減じ得て云々 0) 心は 循環萬物の生 其 0 眞實無妄より 正空、一些 **工造、一** 一々無人 正立 五一六 工工 II E 公宝

〇七

誠者造化之主宰萬物之父母也

誠者聖入本(通書)

1

一人0、一个

端も誠の妙用

自以誠明謂三之性「中庸」

П

全 九二

より 75 不二生々無息の 3 人の世のわざ II П

1 は良 者不」他向 者人之道也成一之者 八良知 · J. 11 純 知 かの本體 4: 181 打 1 | 1 不 質無妄 思 [fij 人之道也 脂 II II 1

战者自成 者非二自 也中 成之前 庸 也 (中周 П

1:

就 II ナレクリ

者物之終始(中 中江常省先生真蹟 MS V三九 II

益 mi: 次郎 衙可 美則 Fi. 0 MIL 義則 V 名 デンジ V芸鉱 マニュ

> 松下 松下

又な行イニスですいまを含づかひまそかり 又右イニ 福門 郎(國領氏 にては 小人 が以方 云 初日 1/3 1: 0 人か 候 法

又四郎 東江州 弊 III 7 3/ 及 人 V V II WALL

松は自ら松

(松 松岡高 松浦 松下氏邻 にも朱書を加ふ 松下伯季矛經啓蒙書院寫本 松屿克臣窗 松浦辰男 1: 一井)原 1111 伯季酒院 - -水遊 13/1 九子行於問 1. X:cc II 啓宗行本 V I三笔 V V 例

松下伯五 松下 松 1: fiji 錔 TE 们 第二本(藤樹先生開錄) マニシニペース V書宅一六 マ三六

松誠之(松浦名は誠之字は千之) 伯季 伯季追記 から V 福

以之

松平信 松平日向守(信之)

経章於黃島之五一 而自為中之釋上 同志於奉久豐以上禁何先生書 松本以休 村這 與一部日並於先大人之家藏 (作州の 人 V B、富、国代 V V門六

15: (小船 致其 病則致三其 領里 殿 生則親安之祭回也子之 一(李經) 八八 一変一要則 谷 以 1二六二八四、 致 11: 二其哀一祭則 外三 则

是以具数不上尚而 此 治心於經 祭以上出中 葬職には父 仕候 祭の本意は 以一大大二中 父為一大夫一子為 00 位を以 本德 士子為二大夫二 小川 1115 祭 0) 19: 店 1-15 德 するに住 1,0 水 -1: 战 11 11 引 葬 以 I 以二大夫 1) 1: 以上士祭 二二二二 不 然には 第一 ij 版 工元公 11 II II .li li H Inj I.E.

政 政は正也(論、 共 リ、法制禁令によらずン 人亡則 は悪を化して は)計たる人一人の 也者流盛也 何人一中 JT, 1 1 以 111 息 局 資源 1 3 善し 1 1 Tis HIS 導 1 切り くに II 11 11 11 11 II II II 北カル 玉九 .zi. 75 あ

> 5 学び 學で覺るときは y ic 政 -j'-法度 の本仁に 1-1 0.) ازز Ihj 6) 什流 10 110 神 3 智之不亦 青 政 治 ici Ein III を併せ看 此手章 なり V II

はない総は、 或學 有小那 Til. 随 而 所時 mj 以學學」之弗」能亦」措也 練 智之不二亦 知」之(中 暦 光 平 Щ 四九一四二 正全 II 🗠 II II 1 | 3 丹 合

粉なり がでいい 学 或之在二心上一為 人之感其大者四 之始日之辨」感爲 人之為是自立立志為上本立之志 継子を愛する善果 繼子の教育 紙子と質子 感立し志 便利四日智 L ヘベンリ 要 普升 日名二日富貴 [11] クを併せ看 II 川はた 初野い念 九六六、五八三 I III III I二五〇 四世

根 10 0) ونالج 1 .-\* は 弘 П

北

()

1-

こか

心となり

て道を削る

池定彦氏

會津學統並

徐

(')

三輪執齊

V.

例すり

(三輪就齋先生理像

その

三輪拉齋死生竹

取人人以上身

以上道

修」道以上

П

仁心中庸

除去で廓然たる心體に復るにあ 身を修むることは物我の意念と 财(大學)

IEEE五、无七五

仁者以」財發」身不仁者以」身發」

不」誠一乎身一不」順一乎親一

I心

於立口身(孝經)

Ⅰ二六五、三二〇

夫孝始二於事口親中二於事口君終

父母一孝之終也(孝經

立」身行」道揚川名於後世一以顯二 用以養二父母、〈孝經〉 Ⅰ三二、三五

三浦知察三浦友八を併せ看よ)

舊卷音特是心之註解耳 (除子術) 章 解設 耳滿脖子只是 滿招」損職受」益(書、大禹謨) 大人心之病莫、大一於滿一 工一二 聖人滿腔子是 貴」人好」生之仁 賢則不必(中庸) 外外的 川合、一、一 I I FUY TELLY 八三、江三八四 不し能し先 III I V KEI II = III I以公 II VE 七 三之人。 中州三島毅 三上山 水名) 多の事を記せる暦なりと云ふ) 三七石卷《萬年》 三它九十郎视瀾 無格社三穗神社(氏 三之手段 みしまごよみ 三崎佐太郎 三上大學秀氏 三方小右衛 三的友八(和繫然 八を併せ看よ) 三浦常視(親馨の ["] (大三島の 初名) (三浦友 常親會洋北鄉 神 V III

補

命慢

二人七、三七つ

下四六

V 人

大虚本體之神靈在二方寸一者為

七九

(大學)

此謂一身不上修不口可以齊二其家1

身修而后家務

大學) [五]〇、五五

1五0九、五五四

1

身一者先正二其心一(大

I 五二五、五六六

殺」身以成」仁(論、

衛靈公)

I至二六、五六七

示

用三天之道 | 因三地之利

一謹」身節」

I

19

在る変石 11

便器 向不」能 也大學

34

19

原川平八郎に送れる 藤樹先生全集序 II高三、V一五六、一尖、 三五宝、三八玉、三九五、五〇六 一五六、三〇三、五〇七 11 三四人、三六九 他を寄 唇か雑 マ芸さ V = 0 VE V一尖 VEO V一全 HON H 11 至元 Y E V マラニ V·温 身 彌 一御 (神 見廻見廻(見 神神食神酒種々五神が神食神酒種々五 心彻靈代 彌勒 酮陀 脩」身謹」行恐」辱」先也(孝 以」修」身爲」本(大學)工五二、五五 自 夫未發の中は喜怒哀樂の中に存 多所」謂未發之中是也 吾儕共每日每座未進四日 未發の時に於て中の名を指點し 未發の時に於ては 未發の體乃ひ心の本體生 て見性の筌蹄慎獨の準則 して萬欲發らず 勒制学の文 二天子一以至二於庶人一壹是皆 酒種々乃物 舞 意必 Ш 固我伏藏 三の九、三九 ー々に を開 V OE 三量 V四九五 Ш V四九六 VEIO V完益 V四回 П 工益 П

Ti,

(植木是水)

万波為石 万波起吉

福

V

波世先 年縣の元氏

湖心 (湖心勝

心自集心

护

言 充塞周偏己

Mi

の妻謝氏食欲の報

三輪執務

三宅石花(硬施) V

111四六一一六

からく

萬年三官翁有

1111

1113

V

三輪氏

同樣

の心含

三輪執際の

110

三輪善藏(希賢)(三輪執務《併 一者未發之中易所以謂背是 V三宝玉、五二九、V追 ((0) () () () () 也 I九二 此 調一修」身在中正二其心一(大學)

マニ元元

未

無倚固神未發中

1

所二然懷一則不」得二其正二(大學) 所以謂修了身在了正二其心一者身有了

П

空

君子不」可以不以修」身(中庸

〇九

inte delle 道 71 几 是故 順手 非道也中 道也者不と 道筒(忽)是以」道制」欲之勇 不 TE. iři 謨 类 不 知 道無 大小 為中雖 事有三遠近高卑一 厂所 三其 身成一仁 レ計画其功 庙 依之班無行之端的 非」法不」言非」道不」行(孝 、惠」她吉從 (義)不 手视 親 1:1 15 11 修 少遊 精粗之界 可二須臾離 上課 斯 二野良策 た、中 戸道 論、衙 大小 が流 也 K 三共利 江流 till 此影響 1 3 が流 M 精 170 知 府 13 源 交於左二(大 1,15 道無二 11: 料 レ所 四州影響 之萬 町 沙 II 工二次、三つ Ifij 1 I八六、一九七 以治 马三大、四大三 大馬農 N. Y 書、大抵 TE IN TELL 遠近近 殊一而 可し脚 7: I 其 日に I I I Ш II II 心 道 125 學で覺 仁中脂 み或は人 見 道之不」行也我知」之(山 iii 道天に根たりと (道 345 修り身川道 道 1) 江 112 1: 人人以 · j. 其不 道 小水 と人と 在 n 也 71: 也他 リレ見 迎道 15 长 以 小 ン行 3 t. て行 不 川也没 が 沙 mi とき 倫 K .0 可レ言 1/1 115 处夫(中 Ihj 腑 H 修身以過 出 1 -1; 打 或以格 用 大 1 -111 1: -11 朋 雖 · SHI 减 贝 吾 0) 外 い米所と 1/19 しとか 轮 人に 情 外 雕 ic. -}-信 面 即 K 江 34 -1-1 防災 絲 依之禮 道 求 修 Filj: 脯 引言 1 3 1 | 1 江人 111 なり て起 る惑あ JH. 道 his 11 II四六九 П 11 П II 11 11 П П HIS II S 工汽 II 候 II 口谷 以上 12. IN <u>述</u> たい 非ず 見難 器以顯 道前 天儿萬 ナーリ 利 道 性は體 道 人みづか 道 iYi F 道江形 は道 自道也 L ·I もと人と合 15 人上行 in . 1 尺道、神 体盤 本語 道。 遊遊 水門 時段は大塩 太虚一充滿 本 H 定則不上第 的特定 15 付等 11] 人一小 70 大學 地 2 THE S ·fuc-以大虛に充寒 練 1 3 て道 Hi . ) 10 川だ 庸 1) 道 ·hil-1 報 1115 4-

し 元年す HI fiel し六行を 16 II II るなり は廣大なる故 と道 200 關 徐

別名なり 一にして離 一、流行 100 正 11 光

はれて見易く道に ら道を隔て了る 一にして無 1 3 府 はして 間隔 П 11 П П II 九 大

3 编 立。 (2) (1) II

所 I,T -131 也 II

過

-F.

水無瀬中將殿人御

115

II

道、街道 15 用 7. 也 伊 III 生行より II II si.

门纵

して身を離れず 1 1 道は将手 一一四 1199

に皆人は Ш 行ひ III

(分部 こうい 三首 :加 道本無」為必待」人 三路汗八人有三古今 )光謙 )光質公左京亮 )光貞公若狹 光邦公告 13: 面 V

分部 )光命公 Fili 泉守 Ti 1: 小小 (分部

)光南公华人田 光忠公左京亮

岩

外行

水: 德 藏海 水一勺之多中 分品 [1] 一光以 别 光 THE PLANT 際門上 Ir. 京 完 マ三六マ追 E. . J. T. . . T. V.

113 特门川 如 以球如以際者自 11 大學) 修也 大學) 1元、元元

I Æ 七、五大 II 正四六

瑞乃御殿 班三自 不過所以長守四百也 而不一危所二 从 264 以 大分下 貴也湯 字經)

30 源有等 源 私能 8 (河原敬治を併せ看よ) MI 大二一大三、 一八四一八九 V四公 II

10] 心不一行」則関而不以見大學) 食的不上知三其 911 **\*\*** 財財 脚 味 向不し見続 川不明 1

無為

然

Ш

All

113

儿儿

113

1115

П

龙

絶し非ず

切(意)は無と通ず自然

無(適

じは

自

然

に無

なり

40 名利の 妙是 官柱太败立 州冥加 都の民家の妻隣家の奉公人に通 欲 4. NUT 之外 Ш 古の、三八三、三八六、四三九 ALC: Ш 他 ニスーニョで三次 :16 Ш I 玉二四、玉六六 是0一七 が方 V V四九五

無記旗空

無何行之鄉 無爲無欲 無為自

惟皇上帝無極而太極

引

I

315 8

90

INI E 民 明神器 常貴不」離三具 实件 和,其民人一(孝經 身 徐 形 保 Tt. V 補i iiL

III. V四九九

> 心 礼 舰

二於無形 三無形

無解

依三有形之假象 味者不」能」視

[0] 邻 filli 備於 鬼神之事 體認 Įį. 非一所 辨真失こ I二次、三六 不レ熟 111

I

於無載

一人三於無破一

夫子無言之至教

理經悉是無言之教也

無碍清淨

Ш

著なく思なきは 真细 00 1. 川

無

4

禁 13 , 100 4

×

も御座候得共初學にてかやうに 明德本無聲無臭 充二太庫一無聲無臭 王

×

見使へば無の見に落て悪激

IIIOM、TI 意有で此 一周 無なり 三四一二六 V 正今天 四三〇 子通 三十二 於無破 摩一视 其(孝)全體充二案於大虚二通二徹 道の本體無序 執」中無」倚之經綸 不少失二其天下一个孝經〇十二二二二三二 昔者天子有二爭臣七人一雖二無道 賊二全孝心法一以望下其聽 一於無形一之愛敬上 無聲

真體|則眞假一致不」見!其別 一聽一於無聲一(禮、 無形之神I 一而見二得無形之 I 曲 夢 夢中のやすからざる 無明 無方無體之天真 \_\_ Ш III III III V四元O П

其身八中

庸

I一汽

VE I一壳 I 空 江六元 I四九七 一六 村邨 橋南谿東遊記載 の為 も候

傳左衛門

無聲無臭言無形之極一

I

六四三

上天之或無聲無臭(詩、

大雅文

富

無聲無臭是本來

I 00

無始無終

陸奥吾儕老衰之身として今废陸奥の 室鳩巢 國まで罷下候は亡母の墓に詣ふ 村田勘平 國宰家一談及三藤樹先生行實一 メを併せ看よ) 肥後邨井某 事を試みよ VIEL、EO心 V壳一二 三三、四四人 V て補

聰切聖知達三天徳一者上不と 110年,原图 無臭荷 I 图OH I I一 II

明德本無方無體(引二易繫辭上二) 三於無 IIIOH I二人 I九三 明 名 名家 名利 詩曰(大雅然民) 物平上施 11: 名利之欲 (天理の名利と人欲の名利) 名聲赫薰上聞三子 名根虚過乙念 名聲藉藉在二人口 LIE. 也故 (ミョウリを看よ) 溫恭能容惟 明 德暗 Ⅱ四00、四0四、四九九、五二二 既明且哲以保三 天朝 明 也故稱

V四六

黑一

VE

明快迪達 昔者明 (孝經) 昔者明王之以」孝治二天下1也不叫 明 明にして勇强なるは武 故明王之以」孝治二天下」也如」此 子男」乎〈孝經 敢遺三小國之臣 衣者 王事」父孝故事」天明 而況於二公侯伯 I二温、温二 I二类、三是 I二次、三流 心徳なり V四四七 山三九公 一四四五

朋

小水

Ι

元、五大、三

治維阿列化の際に於ける藤樹

戊 指 119] 德一指:前德感迪之大頭 在一找無盡殿 须下水三明他:復中共 111 人之所。以異二於 信大學 加以 明他 一天性光明 1 明其战斗一門 0 誠無息之真知 11 班 有三無價珍 為歌一者 順以親之 11/2 記在一手 問言至 111 I公

训 五者(仁敬孝慈 此(明德)] 發,見于言觀之口店也 一問親」民之心 々一日三便々一即是明 也 1: 1111 他之感通 信に感 I T I EOK

傳之正經 經傳是否人明 111 他之 71: 所 他是經

日」仁日二中和一日」心特明

德之外

11/3

11,]

他之功無他

THE STILL

平天一者上言日 天之明命即 我者二言日三明 川川漫 明 レ親敬 德之本 三明德二自三天之與之 上料 者孟子所 自下我 I Ai. 12

HIJ HJ. 德人所 [11] 15 I IL I 100 li

なしたる例

川れらしたんた

HIJ

他

Wi

な他

明

德明

鹏

30

て願と

謂良知良能者明德之本眞

此者也 于人 丽 明德者人之本心 皆其末也 111] 也者人性之終 德者天 13 1. 帝之在 三得以靈二於萬物一者也 下之大本也天下之萬事 し人行 天之所二以與口人 沙北 也所。但 Mij 純神

I大七五

升然人 九地之下一則 111] 11; 11 在上上於至善二三綱領) 大學之道在之明 明 色口 「一大学) 明德大學 11, j 欲 信明然 则三可德於天下一者先治 IECE、至二、II 1 二、大き、大三、大き 小升二九 三明德 一個人記 人之十一 「花火、花花」 I SE I 1C

HJ 11/1 明 明明 天道明德明 等在性 1113 德(大學) 前德之工程 他之功 徳解) 一道三間 程 i, П かい 山山 IRT 八一三宝、四 なるを 1 12 则 III AUGU 11 獨此

> 11) 爱 りたなるいな を受ける 明 例 い以下身よりたなる 徳と氣智意必 111 上親民と至 1) の説明 100 70 にするよ いけり 18.1 1: M

排脈 明はつ不相如 明德 (一體の心は其の 明徳の獨知 明德之端 明徳の感通 親民法門信 (明徳) と名づく) (明徳と禮 心の本體 11 明德 313 119 2 之別名 6 1 HE 感過なり II 心 II べ、た当、 態型より 九一二、二四一六 11 一門一五0 II U 11五八 工四天 II III III. 明 11

大本なり 明德 HH 天下の 11;] 11)] 德首尼吟 11) ] 德 には天下 は萬 This 暗 為事 州 " Th Fi. 物 科 は将木 邻 ild 0) L 0 本份 喪 75 (') 1) II STEELE 路 II なりエ HI HOE LIER 徳は其 三城沿 II HOO П 工

命

四八八四九八五 TO THE BOY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE 五七、六四、二〇三一〇四、二五、二六 三、五八、五二〇

11)] 他と学 他們 征上不 仍但と良 101 知 川元、、高、二丸 III 八二八九

尔明. 明徳は性命 德圖 北 JI. 11)] 0) 他首 狄 10 11/ 1 III BOX 1.

別

德

(')

110

Ш

言った、二

七一二三、一八四

日二上 明良之遇 明 德之愛 融快活 微快通 德佛姓 以學一 善 1 敬 13 1 明 倫 p JI. 清院 VI类 V詞語 耳光 V EON V量

(正命・非命 15 1 (江戶下谷明 例之明 偷偷 7.4 偷 堂之類 好生之初一者上有一山 人變然有一正有一變的 大特有三一定之命 心理像長具 偷 偷 1417 V ₹). JEC: 所不 F.C. 1. 1 INCH マラ V

太極 所三以 康浩日(周書 詩日(大雅文王 間俟」命者也然則何計二功利一之 之行一何受者上 有(大學) 二一一於報本 為之人英 動 你」命以後p性也 Ilij 生レ陽 而 少致之命在」是 惟命不」子」常(大 )周雖 無 而生、陰所」謂 | 伦求 | 則所 佐邦 其命 I五二〇、五六 I 五三九、五七三 I I元人 I Б. () 盲

级 11: 命也然有」正有」變 竹時州處莫山非 I In

命分 71: 大德者必受一命 易設云之(詩 14 居易以後命中庸 敬 」之々レ々天 惟顯思 周頌敬 111 命不レ 11 I 监合宣 II 17 1/4 型

はたの妙川生々無窮 島上 前 の作用を云 總 茶 引 名田英 メ

師

11

11

(四命非命) 我者二言日 乎天一者上言目二明德1自二天 いふ天命は無二御座一候 工夫嚴密に用ひて徳に 工夫して成らぬ天命は無三御座 天之明命即明德之本體自 光得二 富貴貧賤皆天命) 明 II 進まり 四大二、四大四 八之與 正是正 10年0年 正当 I五九 3

妄

毛

綿縕 面 乳母乳母 面友 詩云八小雅 善(メド) 絡發黃鳥止斯 丘隅(大學) 盲蛇におぢず 命分之箭千万中只有二一 一種黄鳥亦知」春 董 柳 I 园、玉二、玉六 極黃鳥止二子 1100、川北 支一~当 四三哥 川二大 川公 孟

所不

少失三中和之真一此之謂」知以

الاد

11:

111:

4

於命三易說卦)

I一尖

子之愛」親命也是故愛三

敬其親

I

命也

モ

驶门: 喪則 喪不」過三三年二示二民有」終也(孝 黨篇孔注 水吉主 致三其京一祭則 レ玄吉 致 図 具」服 其 I二九五、三七九 嚴 (論

病則 拉 閥 it. 一个字經 愛一喪 致 .jt 「三八四、三五三 哀一祭則 IIIX

> まらまらし子は壽永からず云 ○養子は本生の父母には 養親には 心 ・喪の儀 0 喪 原 ·大 Ĭ II

妄行 之願 未少發 豚(大學) 孟獻子日畜 汲古閣毛(氏 (孟子梁惠王章句下王之臣有 志二孟子之知言養氣成二于學」孔 夫子之不」跪」矩熟二於十 講」論孟子 孟子自反 託工其妻子於其友一而之」楚遊者上 孟子接人人之仁 而性善養氣之論發口明 前 聖 所足 孟子所」說大抵體驗 (清)毛奇 0 二馬 本 乘 Ш 不レ祭三於 充擴之端也 七六、一八九、二九〇 1 玉四六、玉七五 Ш 有五之 I三九六 I一空 I一登 I一公 I 夳 工門公 III OH Ш I热 五八五 鷄

孟子の母機 滕文公上) 孟子道三性善、言 子斷 つて戒しむ 必稱三堯舜八孟、 Ш 一四一四九

111四0— V Ho

孟母神像

11 元五一七 年 一一一一一一 元宝 0 蒙 (祭虚齋 明 北宮黝之必勝孟施舍之無懼(孟、 公孫丑上 察虛齋四書蒙引 ○蒙引之說不」可

嘿 目 木 (全書岡田氏本 嘿軒 (岡田 嘿識 朱子日木神日 默軒君諱次春字季弘(姓加世) を看よ) 木版大小一如 其發為三惻隱 木火土金水 衣三包之一 Ⅰ四二〇、六二三、六三九、六五〇、六五二——五七 季誠編)嘿軒文集 レ仁則愛之 玉 ソニ三、全、一四三、二三五 )日錄 制 然後以」章 (全書日錄 I玉岩、六六 I三九六、四三二 I高岛、高人 理也 I總大 I 层 IN

默 國 嘿軒門下之諸子 嘿軒文集目 無」道其默足二以容八中庸) V五四三

用 元 如 介江 為之者疾 其餘不」足 如1 有三周公之才之美、使 一元明 用人之者舒則 外記 觀也已(論、 INTE 財恒足矣 泰伯) 二驕且各心 II ilog 四九

1 11

(中江)元泰

(鎌太郎鎌五郎民右

勒

卷之五 +

樹先生全集

江江 1/1 門。別 II iI. 一元輝金 〕元長利右衙門 マニ元一号、三地

外上本内上来印 It 113 孟子日、不上指三年二 而野三其末 江元信孫左衙門 が上、大學) ,知」本此謂 何之至一也(大 (使)高於岑樓二五、 」に施」等大學) マニアの一門、二門へ I 五、四、五大三 V三三、三六 I HE HE

北所」因者本也 孝經) 人之数不」肅而成其政不一嚴 1元八八元七三

德者本也財者末也(大學)

其 本 亂 IN 末治者否矣(大學) I 至三七、五七三

物也

(誠者)所二以成口物

也(中庸

OGE II

物我の隔心(プツガル看よ) 是故言悖而出 本を 本は形の本所い間 指で云 知は即知」止なり 治亦特 天下の 而入貨悖何 I MI ( ) EEE 大本明 工元 II

III BILL JAHL Bri.

物我の

詩云(周南桃天)桃之夭夭其葉褰 物者事也 物亦也指一貌言視聽思之五事一而 々之子子歸宜三其家人二(大學) 二則近。道《大學》 「五〇、臺 有一个本一事有一終始一知」所 格而后如至(大學) 1五 1119 4 1/3 别 職大象) 1二日 I EOE E O C AL 北

森のも

體」物而 有少物 是云 良知也 察して其良知に致るを物を格す 良知の鏡を以て五事の是非を照 物をたどす 桃之夭夭灼 4 不上可 り則 は K 并 致知 少遗(中 大雅 (詩 也 然民 知に致は格 五三〇、五六九 周南桃 有」則 II II KOO II

(中庸) 共為物 物の字人となして看るべし 不レ 派則 非 生と 物不」測 五一六 II

I

物は事なり競言視聴思の 化育二(中庸) 能盡一物之性一則 可以赞三天地之 五事を 正公

五事也 格以正 指で云 111 35 物武坊 ì:

い武士の矢たけ心の 1 森代松軒(諱元好會津北森川市郎兵衞 森写第一會府の 森井良策藏本(父喜八郎) 森長右(森村長右衞門か) 森長右升州見舞に御下候 森代平兵衛(森代松軒を併せ看 森代平兵衛を併せ看よ) 三森村氏八天何、 一一七、 五九、 大九、二八二、二八大 一筋に 見性 鄉之人 V. II V四全 II 語 V元名 MH. II 主

稿並載在上送森村子一序徑上 此(雜說)藤樹文區温氏本際特遺 書上在村子卷八丙戌冬作)工一大 森村子 森村子二丙戌作) 丙戌冬作 I th I、北九

與三森村子一 體の見着 答:森村子:伯仁(小) 森村加 太夫 日用工程 甲申(實 正宝 四三三 11 <u>10</u> II 10

也物は事也視聽言動思 II FOO II 森村夫

森村長 の取入) 森村小 則 問答、かな書 答。森村伯仁一 答面叔二 答。森村長一 論語の抄) 答。森村小 答。森村小一伯仁 送三森村叔氏之行 答三本行氏 森村氏公行 (森村)十郎右衛門 三森村伯仁一 一仲敏 て主意 の歌 mj 癸未秋( 癸未冬(勘以衛) 德暗病、 甲申存 丁亥夏 左七、翁 丁亥夏 一个學用 一心出 II HO 工元 に無理 川六〇 П ف

ŋ 泰官) 答一森村伯仁 答。森村伯仁 與一森村伯仁 答。森村伯仁 戊子を類で 丙戌秋( 丁亥夏 甲申夏 (銅なま (機左在 加太夫、 II # 五十九九 III E

森村氏 森村家は二軒あ 森村加太夫 y マスヤー公 マニニニン V六 で二つ II

田元岩

四

| 總索引モ、上 | m 君子等·德性(道)問學(中庸) | 門番のたと、エニス      | (新牌門弟子山文集 V道 | る淵岡山                          | 門弟子の親たる蘇樹先生で「盂」 | ことを推定す)<br>VS    | (從東門弟子詩文集の存在せし     | 門 門下諸氏の學修振り マニのへ     | 之間云々     | 小學史記女灣內照詩經七月篇等 | 女 文殊名所      | 加茨             | 府土の士には無談文盲なもの稀 | 腐土時上、もろこし)     | 森本正貴<br>V 窗 | 森本甚五兵衞正賞      | 作本中軍            | 存村機<br>V追     | 存付伯仁・マ元七        | 在村仲敏<br>V元七    | 森村長<br>マラシ       | 森村太兵衛に開する資料 Vニカロ | 森村太兵衛<br>マ 元へ  | 森村下郎左衛門<br>マラス | マ六    | 作わり的右行門に関する資行  | (各行・部石) マルモ        | 森村小・マニューペ        | ○発付水だり<br>▼元名    |
|--------|-------------------|----------------|--------------|-------------------------------|-----------------|------------------|--------------------|----------------------|----------|----------------|-------------|----------------|----------------|----------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|-------|----------------|--------------------|------------------|------------------|
| 4      |                   | 夫              | Vたここ         | (中工)画三郎(季重の質を併せ<br>福門彌イ神門 V」も | 生态(常省先生) V      | 野叟仲昌             | に染むことなし            | (箭)(防)箭法) 工态三        | · V EO   | 矢部文庵(諱惟定會北之人)  | 郷之人) ・ で四〇六 | 矢部德灰右衞門(諱直魔會津北 | 人 7500         | 矢部總四郎(諱惟方會津北鄉之 | と回り         | 矢部花次郎(會津北鄉之人) | 矢部甚五郎(宗四郎弟也) V補 | VEOU          | 矢部湖岸(諱直言會津北鄉之人) | VEOC           | 矢 矢部覺左衞門(會津北鄉之人) | よう エミス、三人の       | 八幡濱(ハチマンハマを併せ看 | 八八木山影堂で一両へ     |       | ヤ              |                    | 紋紋附布簾マニの宝        | 1 三大 100 110回    |
|        | 多郡に柳澤村ありン・マーニ     | 柳澤山(地名なり今も愛媛」喜 | 柳柳原愛子        | 雇雇人に對する心得 皿四三一四               | I 二九五、三七へ       | 毁不少滅」性此聖人之政也(孝經) | 製 三日而食数下民無」以」死傷」生、 | 易 君子居」易以俟」命(中庸) Ⅱ 四0 | 保保井恕庵Ⅲ三四 | 安目(田)义四郎 Vニ三   | 安見宗愛        | V              | 安原霖寰に對する諸家の月旦評 | 安原伯正 V一岩、三〇    | マニン夫の       | (安原仲武稱」淺右衞門二) | 安原善七郎           | 安原節齋尉父子之世話 V空 | よ)  V 七三一七四、三人の | 安原貞平(伯亨並霖寰を併せ看 | 田川田川、川田山、川田中、川田田 | 安原貞平伯亭(霖簑)       | 安原安正(權平) 工品    | 安原貞平(伯亨霖義) 1六  | 安川右仲寬 | 或安而行」之(中庸) 工一会 | 安安而后能慮(大學) 1至0七、至一 | 則致二其樂(孝經) 工六三、三三 | 養孝子之事」親也居則致二其敬一養 |

山崎美成 山崎牛彌勝政 山崎天遊(勇三郎)

V一至六、一人〇、二二三

その後山崎出て朱學を唱て--

道學を以て名のる人に非ず

V EOX

山城守泰濤 山崎勇三郎

藪 Щ

藪大納言嗣孝卿

山一卷石之多(中庸)

II I I I I I

山口屋伊兵衞 山縣有朋 山鹿素水

山崎闇齊

I マー宝 V五元 渠

播の梁田先生(蛻巖梁邦美)

一五

V V四空

山田氏

マ宝、芸

V = O

山田玄慶 山田君忠所

山田權

V二〇、二公主、V追

萬民の尊信する所

山田は葦原の神徳の根本にして

山回一回、四一大、四七四、元〇五、五三二

答二山田權一九右 丙戌冬 (虎之

助、中村重三、中川氏、五兵衞)

山田

答山田田

戊子春(靜坐) 五五九

送三山田子八甲申秋作)

I一全

正善三

V = VEOE V至OC マラ豆

| 大の一人を作せ看よ) 田 女 田 県                                                           | は、中心語と 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の 1150年の | 和物語                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 大田   1   1   1   1   1   1   1   1   1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 学)<br>(本) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4 | 17. 「正福の」                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 仁義の第二大第)  「正直、操勇気の傑得てをかすべ 正直、操勇気の傑得てをかすべ 正直、操勇気の傑得てをかすべ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 五十 ヤ、ユ、ヨ  有所(トコロアリを看よ) エニニ 有所(トコロアリを看よ) エニニ 有所(トコロアリを看よ) エニニ 有朋堂女庫 エニ 一名 明皇女庫 エニ 一名 明皇女庫 エニ 一名 明皇女庫 エニ 一名 明皇女庫 エニ 一名 明皇 上學問との關係 エニ ニー ニュ の 第 に 早間との關係 エニ ニー ニュ ニュ の 第 に 早間との關係 エニ ニー ニュ ニュ ニュ ニュー ニュ の 第 に 早間との 関係 エニ ニー ニュー ニュ ニュー ニュー ニュー ニュー ニュー ニュー ニュー                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 子 啓 子手(啓:予足)(論、泰伯)<br>世 此以沒 世不 忘也 大學)                                        | 七郎門 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | を表出された。<br>を表出された。<br>である。<br>である。<br>である。<br>である。<br>である。<br>である。<br>では、<br>では、<br>では、<br>では、<br>では、<br>では、<br>では、<br>では、                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 日本 (所以の) (以て・・・所との別) II 国 所以所以 (以て・・・所との別) II 国 所以所以の過方) (所以の過方) (所以の過方) (所以の過方) (下五元 のかりの色 (下三一を) (かんのゆかりの色 で至二 を) (がんのかりの色 で至二 を) (がんのかりの色 で至二 下の) まままるがよし IIのご言 を (で ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で ( 下 ) で |
| 千二貧仕於豫方<br>(高中) 世豫(15) 後方こ<br>(高中) 世豫(15) 後方こ<br>(高時) (古称)                   | 第州大洋城(大洲も上大洋二作                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 電・荷貨以事・正徳於無窮・V三空<br>・機州に於ける先生の屋放跡)<br>・V O名<br>・V OA<br>・V br>OA<br>OA<br>OA<br>OA<br>OA<br>OA | は 不」被」中 に かたるひとついほしや いっ 中 近のこ 4 八は守い ふねい かち 中 近のこ 4 八は守い ふねい かち 明 有 衙門                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

12 餘風行 徐栗(藤州先生之行脈) いた、言 修慶、積益、セキゼンンを行 此 it 追 知 ·徐栗·心服 韶字 1111 比良事一流波無人 四年 货也民:民 下るので よ V: 1135 路 型

15 111 价 九見 」財此有」用(大學) 學他! 無一首吉 111 東潛能蘇錄) V二元、一八九、四六九 I五三七、天七三 (易、

m

竹原藏 力下手の實地 V W壳盆

937

幼科

111

划

川意興

意念雅

辨

V

I

11

妖孽之島原溢軌 家將上亡必有三妖孽八中 合 济放 行公女 麻 П たつ

妖

羊質虎皮

Ш

E

觀進退可 少度(孝經

郛

浴

11:

海之東一即是先生開 I六二、量 V V NI. 省察は動時の存養(傳習錄上) (陽明 陽明學聞 夫子ンの

陽明 學

II

71

々平

化

Jt.

J:

一如一在二共左

右二中 94:

1115

總

禁

ازا

3

姚

加江洪汉

谷貌學 從容端正一端

H-

助

人

陽間陰司(陰司を併せ看よ) 庸德之行庸言之謹(中 道一个学經 所以敬者寡 原關院樣 洋洋乎发育萬物(中庸) K 而悦者染 此之謂二要 庸 I二八七、三五九 II IO II V HOO 三大

格物致知は特に其の焦點たり 失れ大學一書の解釋は朱子學と 丁亥陽月穀且 陽明學との分岐點を爲す而し い四三九 四三書 本邦二云 陽明全集

正宗を得たり) 陽明學聞書 (古本大學全解 陽明日)志立而學华 )陽明の聖人にも困勉あり 0) 説は 山市公文型 I二宝、三类 陽明學の I總三 I 西 O 三 田園高 楊

陽明夫子(王陽明を併せ看よ) (王)陽明全集(書 П 10-三、二六 川岩

鐵華書院發行陽明 學雜誌 工型 工四四九

I 高 V 追 四三、六

楊墨

揚

I EOE

求得たり

揚道夫 楊氏、 楊香 見」性 楊州の某の妄夫を殺 告荷楊(朱)韓於二情欲已發之後 楊子は善悪混ずと云 楊貴妃油之銘 楊龜山文集 陽明夫子 貴妃の色 致良 知 0 學 Ш III 一〇六、四七七 I一宝 V 工二九 I 元 工芸宝 11 吾

楊誠齋の夫人羅氏の 仁德 Ш 11/2/2 大

存養は静時の省察

楊復の儀禮圖 楊中立(楊時 11四六—四七 I三岩 III III V 空

陽明學勃興の機運 陽明學禁止 陽明學聞書 一日探言書肆 陽明學脈依 陽明學的氣象 以君東 0 一遇。陽明全書始入二 合 V OS VEO マー夫 V上 マラス V言元 後ウャク 養 欲 榕 事二父母一幾諫(論、 榕亭福井先生 養安院惠觀智光信女〈野尻美津 女こと)

里

七

I六 V四九

I六九

VEX

陽明全書

ス

是年(正保元年)始て陽明全集を -三二二 マ言を V 量 V 欲、 なし 欲に因 欲速正助の利心(孟、 父有」過當一幾諫 (欲と無欲 欲は土に屬して不」在と云こと 性之欲人之欲 欲望 て徳にみちびく との辨 Ш 三五四 一一一一一一一一 I二宝、II六字 公孫丑上 I三量 四問

三二

名の欲と利の欲 Ш 三五四 高、四八一一公四

儒 の欲望觀 と佛の欲望觀 川三西一六二、四四 一八六

財欲と形氣の 筋なき無欲は狂 の徳行、 貪欲 一行なり 0 安行 Ш Ш 三天、四四 四三語 丁空

二於欲二不上帶 於 华勿 III Ш 一時 二六、五三 三元で、四八三

私欲

不」動

総 能 朱子 能 日も其力を仁に用 レ調能言鸚鵡 易、 損大象 世 たことあ I I

悅 所

八八

做者寡

fhj

悦者衆此之 訓三要

論語完黨督家は正文にして製傳 成二於灰辰以後歲 や云々へ論、 義詳解見」於(孝經 らる人部分を斥す 工具や一次 其の能證若くは考能證と名づ 學之作蓋始 Hi. 11 仁 ٢ 少整學 1111 秋一面 II HE かな事 谷二十川 0) 肌 SIL 與二吉川新 ii H 湖 一 14

4

答言吉田新八兵衛) 丁亥夏病、 I

学

II)

所見

於八字

朱明.

)異傳

I HAR HOM

I 三八八、四〇宝

17 は

楪 た。 大學中庸論語抄)

病者、 吉田 吉田新兵衛 整子 兵 衞(男子不」育、 守 山西三、四八二、四八三、五三八 IF: 五十、 II至三人

蓝

櫛

尼吉左衛門常安之嗣子也

VIII V二九五 Vージル 11110 遊ひよ 上 京都茂屋町講堂 茂屋町の祠堂 せひ心(虚築心

米 よ 米谷 淀舟 道 似月次郎 兵 衛を併せ看 田园园 (西西园 V lom lim

倚 嫁 姑と嫁 来行 を云 米澤 姑に對する嫁の 如く視むことならず 不」倚は意念智氣の 倚る魔あ 心得 る故 ために不」行 划 Ш III 137 の時の O II 三宝

丙戌 字書簡 戊 丙戌冬(二)難 小 秋 : (性命 (志、 治兵。 1.7 II 至六 工芸人 無信 II

)義誠

V三六 Y

50

說者心之不

學

也

人 FI!

流行和轉列 I一人也、三元

道三孝經

快之間

獨具趣を得

る時は記と云

一義章

300 (宗)義和

狮

14

11=

(宗)義落

マニ元 マニコ マニ元

)義方

) 義陽 義道

(分部)嘉高公若狹守 京都 茂屋町の學舎(塾 分部)嘉治公仲賀守 V V Y

來

(後權太夫と改

1

羅伸素 新

0) Ti 变 T 二五八、二五九 V 四三六 V V 類 格 g 杏坪 賴杏坪(惟柔 中川)來助

賴

惟

米

V

補 禮記 に不し行 道を求るは洛陽へ上るに譬へ申 洛西隱士何陋軒 此より(寛永十三年)后終」身洛 至」洛學 シ易 III 一三大、一七大、二大人、二九〇 マ三二

111万二川四八川四八川三

樂

樂

蓋和者敬所」溢也樂者禮之所」生

母(大學) 樂軒(陳氏 一人食戾一國作」飢(大學) 南山 有 本 一樂只君子民之父 I四六

(宗)義功

エ公

告めよ

とよこめに横日

吉川從安從門二子

V EOX

送三古川子二

(吉田氏來學)

横山小石

1:

福門

V = 00 V III

T. 義

善住治郎作

吉村秋陽

V

北、田〇三、

V

Z.

吉村佐

yj.

di

福门门

V

فا

ESIL, V

III

(三宮)義胤(武部長三宮男爵)

VECE

倚所なき

II

觚

VIIIO

中は無」適無」莫倚る所なきより

山子

送 被山子

樹文集題注與「横山子」「エニス

豫陽之吉久公

IIIO

111

7

丙戌冬 火難

子之名日一枚 橫箔七穴拾武調子

横笛十二調子之名目並笛霆圖

V

吉長公先生の幼

して恐る」事 マは、三川、三四

(中江)吉長

I九三 -

なき事を喜ぶ

横領傳藤

树先生所持一管 Vニス

吉田 吉田神道

忠左衙門

配之圖並五調

吉田道忱

古次

V CE CHE

(近江國

)横田耕次郎氏

で言う人

(宗)義如

100 侧 100 一中村 楊溪 記月合日 生致什顿 衛門 到 二件 ·氏者 五石之月魚 た 半子似: 看よ) 上水獺祭 毅 V. 藤树先 I大六九

I

1)

5

以能保 华田叔 かり (國本) 李愿中 正江美一不上課 正利 明心御史李元陽刊行 李門 大學引 1: 少 の原直 我子孫黎民 0, 竹夫 一份亦有」利 00 明二共 IEE III 計坑坑 から III 4 巡 四大 Mij 1:

利

不上計二其功八置仲舒賢良策) 天と名づく 理 者氣之帥也氣者理之卒徒也

體

0 心

は 其

0)

自

然

0)

理より

I六八

陸象山王陽明心學を首唱す

工生、一型

工毛 III

11. 人樂 fi. 女は 利 il. 利八大學) I 九、五六 理氣 (中野)理 理氣渾論

八郎

中中

野義都を併

持利也高 公適」己自便凡可。以等三天理1者 利者非問 大學 有一路衛 た學 不言以 不一以 貨財 和利 **新也**与注謝氏 亦 一利信利以上義為 為利以義為也利 ALL Ilij 411 し上以」私滅と 之何一矣此 I 玉四七、玉七玉 I 五四八、五七五 THE PARTY OF 能 看よ)

[n.]

利也

此

1

カ 力行近三手仁八中庸) 起三子雕火 凝氷之變起 離宴が明も色をわかず 雕火之象 而冥然乃離火之象也 」外求」人之心專管 子. 坎水 三外照 炎焦之變 マ芸 I一人九 一而裏 VEOX V五七

或利 は理と気との 利貞の利と利欲 利は凡情の利を求る如 上帝所,以造二化萬物一者理與人氣 以上理御」氣 いたぶ 已氣以成」形而理以命」性焉 帝萬物を造化する 一分殊 何行之心中庸 3 0) 利 所 以 < 深く嗒 0) I I I 川電 订合美 П II \$ I 六六 六五

理

理

利

陸

陸子靜

I大七五

六弊了論、

I

空

(明魏校撰)六書精

縕

彌二六合

一藏三於密

陸象山 陸 王二先生肖像 同日之談 藤原正鄰筆 V I E

略 立 立極 立身 立へ隆 立法 陸王 川氏三空、加世氏三0、吉田氏三光、 の本意 傳燈 略字俗字表 )車に向 V熊澤氏三50、淵氏 心宗為之主 る螳螂 Ш П 九八—二〇二 100110 三台、中 I三回 Ш V五七 V = 0 Ш Ш 芸 九九 良 3 旅

一三四一三五百数頭注 六 六經 六藝 人而不孝天報」之以三六極一工三六 六經易書詩春秋周禮禮記也 よ 六極(書、 五福性厥賞、 洪範 六極惟厥刑(書、洪

0 Ш

I二元

一五二一五八二七〇 クを併せ看

Ш

104

七四

流

Ш

八

柳

周賓 三興六行 一日孝友睦 世婣任恤 大 1-3

IN大大 II四門 I 三回 뒒 隆 隆綱公 柳子厚人の

劉氏(名進平弘農人) 無善而至善心之體也(劉氏人譜 劉氏(進平)傳授 I一哭 I一元

劉夢吉 劉念臺 呂逸(或は II O 之

呂

呂成

旅酬下為上所二以建 呂與 叔 践也(中

庸 其良者非」他天之 太虛靈明焉耳 (熊澤)了介 V | 00 五一至

九

船

1

3

ラ

ŋ

柳泓行實 流芳遺韻 流水因」地為」象 三六、中村氏三八、安原氏 八、中西氏言三、石川氏 劉氏曉〈王陽明 柳下恵(氏は展名は獲字は禽) 川氏言二、盆田氏下追 氏三宝、松下氏三七、志村氏 喜0、小 岡村氏云、戶田氏云三、森村氏云 公公日 加 ロイツと讀 謙 失火を賀 0) 門 人 **三〇七、岩佐氏** すし むか 三三、万木 II治、宝 工三宝 VE II 工型地 マ三宝の V EO I四景

無

13

之良知 門治国 良知 流子所 如 子上及选心上 體不」可」息之 名子」所統領 不以減玄 知 一門具御 平人 及び致良知を併せ看よ 1: 是也 R 沙 知 11 1 接一元祖變 追您在 IK INOX

明←親子 理上以觸 面 国家 作受 **南受二之父母** 仁之無不 發愛」親敬」親 微之 帶所 N. 無一物我之間 付明 VIE. 紀之良知 之以 此 I I 人大江 知上 11]

指言至該無息之良

如

1113

子為

知即 充二此 念一信得不力及二良知 日州良 欲」平二天下一者度」之以三良 也 所上恶是良 心之良知斯之間」聖 人所三以 貫之靈竅字之之口 所川門知 几 如竹 不以能人人人德 知 知 一便是大学 华城 11 -113 11) レ以是格物致 三良知一 1 北首 I KOK, K. 以片信山意 I I 知 I I I 八良 知

人

人固有之良知

J'E

能

13

或問 卷二、 不 神 月 月 00 H J'E 形 至善者良 别 良 不 (善 知雖 者良知 知之體 上随所 良知既によく之を知 學不慮之良 人太固有之良知能知」之工 そ落思是 知1 レ親之良 粉 同山間 知三來學之 芝则 無量故之 及 見三于方寸」與三天地 你智 之別 M 知之 知之殊稱 純 知 非の Li 良 也 分 FI 日 知 鉄 4 知 義 531 數何以知」之乎哉 標準 1 | 1 也 1,F 生 能 卷 T 此 號 F () 理之學脈 知 1二八〇、三四大 ind る 如 陽明全書 也 三於中一 3 不少 I E I I玉六 I 「公元 I I I I は IZ-I 光三三 元八 八六 主八 鬼 心 大 學

先致二其 以三良 是足三論辨一乎哉 君子唯 致三共 接物應事之間 一致 知一照三察其意念之機雜於 卫 其 致三其良 知 良 1,5 則 知 知 JE. ihj It 知 命 正三共 斯 Mij 三格物一 立たた E I二人〇、三四七 不レ中 一矣命 I I I ン節 10

五〇三、五 0

也

Æ.

It

知厂

ihi.

北上

书

知為 (氣象 知 (無と心 レ変 祖生 と其の 知 知」思是良知(四言数 此 床 と良 敬是良知(東 63 知 此 根源 知 扫 П 良 = 知 H: E 心 五三六 II TO II ĭ II WH たし

一點虚明 烘き道 由人は立 知に致ると云 1,1 彼事(良知 良知を善 良知を主として意念 誠は良知を指 多 2 知行 は L て外に求るを 身 0) 30 0) 自家の 望 の本色とす 私 の良知原來天に得て至 の本體として良 かか B 欲 る 知てからは なきこと也 を 良 云 知 35 3 車 (') 11 不 1 0) EN SE V に克を 侍の 知 良 知不 II GO П にそ Ī 江公 八八 知 を

とり 人々不味 カニリ 誠無」息 良知即善 同 心の良知知 知 ٤ 然 云 IJ B 0 也 の良知即ち聖人 7 0 面 三此是 は 12 たる様 夏 非 カン p たるも 内に 0 III Rel BE 11六00 II II 再と 150元 六四

> と解しめ 大學古本生 知るより良知と名づく Atoth 50 心は底是 1: 候 致 7. 知 知 (') 1) 知 1017 西 2,0 TI KM KM 1 I'E 3:

社 1: 件子 大 1165 1: Fil 1111 1,5 知 也 北ル

良知 有 人欲在克去一段 中 也 打 則 部 知 大 雅 1= The 张 II 民 3 五五 有」則 正公品

格物致 習心の L 良 知 7 良 知 知 病 致 15 中旬 る (') 致る 1. 1 1: 良 15 :/i. あ 3/1 知 0) 10 11: 致 所以 正元の II こと 200 之 格

良知 微儿 良知 良知 むくを悪 如 を当 には 0 ンド 念慮 M 應見顯 部 0) 0 知 0) 愛親敬 本色と 本 微 TF 知 微 として良知 親 0 カニ す (0) Fix. L II II 心是也 100、图识域 点,110; 7. 15 行て 正六 正六 2

和慈愛恭 I's 如 0) 所 知知 位 不 面 恨 な 人底 公 ii: とし 0) 1 心良知の質 -心物時溫 Hi. 計

10 良 公御座 知の を失 75 爽血 0 格 真物原 に常住 魔障重 候 1 . 5. 格 - 9 不 3 初 II. 息 胖 2) 0 I. 良 F17 臭 11: 7: 知 知 TE の主 0 17 П II 主 II 三大

見候 答なく思なき 良 御座俠 知之是 ば無 得 步 一共初學 0) 见 1.1 に落 这 1= /311 一か て悪酸候 0) 份 と申 やらに 口型药 II 31

知千古同

體的

111 Ci 14.5 11 純 1-消 至善の體 L 12 知 0) 大陽 復 自ら 3 II II 河谷 遊

未曾亡

良

知は生

前

隨

身

0

V

龍比(比干

を

併

4

看

よ

三宝 マー尖

III

一二二十二

川三美

亚三

7513

靈山

0

糟

粕

豪

洪

奥

一彼洪澳

一張竹

Ⅰ五一六、五六

猗猗(大學 詩云〈衞風 靈山 み是を知

リ非

迷 良 良

へる凡夫も善

を

知

での震明

良知 1,5 1:11 常下に消滅 不 20 37) 大湯 非とす 账 PA る良 す 外 7 知 後 は 不 L 以味 心 II II 0) 意 0 の資糧 神と吉凶

良知は天

地

有

形

0

私

511 715 1: 1,0 HI: 11/12 當 The same 0) 1 天理 0) .C. J'E 1. 但 知 0) 不 租。 此 15 徐 を死 小 心说 上上以 II八 心

这 良

TIE 知

ofta-

III

四九

川六

知

一者率 心上

知

良

知而

不

でと明 Mi.

德

よ

III

六、二九、一四九、一六三

一一一一一六

七〇、三七一、四八一、四八四、四八六

良知(孟、盡心上)(

明

德

を併せ

を合

す

II EX

13 501 13 敦 如 知 911 を 0) 0) 何 1: 外に を 小 北 14: 你 以 0) 利 向 141 雪 称 2 徳もな 4 2 B 2 オレ 良知 II HOM 11 正态 H II カハ 0

> 大學古本を信 レ知レ致レ之 近世談立良

L

致

知

0

知

を良知

V

解しめされ

以

私智

為

三良知

少

二姚

卷二個智錄 良 歸るを意 意必問我 良 中庸は良 120 良知 心慈愛恭 知 知 11: 党则 の誠 當下 の本體 八萬古 を誠 を格 の心欲 知 敬 143 7 PA にて候 々惺 にすと申候 L 别 H に不 去 名 て良 R 至 圳 レ動 陽明全書 知 100 物 0 K II三人 1 II II なる 诚 工工工 三九人 不

を知る處の良知 好 規 外 3 矩 ぶ悪をに K 4E П 後 通 九七、二〇五 山四党 隨身 ľ 鬼 は < 夫良知の 人々の 先師 佛 良 悟 一云良 の本豊 知之學者 三良知之外更 波 良知之 翁 良知の 知 愛敬は 之 真如 學其 學 格 事 藤夫子 0 物 人無」知 如 教 な 而 來

との 良知は 天君良 夫良知造化之妙 良知は万古 良知之明万古一 3 也 無」學之本旨 に就て良知 て天君と稱し うきあ 知 本 來 たと稱 が り小 日 75 機 其 ŋ 而 寸 公靈明 法 其 致 天 主 理 知 師 之本體 心之外更 字 不 0 V E VEOR V三宝九 V たる 測 如 四六九

之中 良知 卽 无聲无臭之本 豐 所 調未發 V V 豐宝 四

先生 道易 之 知 0) 外無 説との 簡 良知一則 闘 间 する陽明 他 切 果 事 潮 同 切 萬物を 情性皆得二其 明 0 白 說 以 自 3 致二良 V V 體 藤 V玉七 IF. 3

日

は

兩先

善

致

其

良

知

書

0

傳

は

兼學ぐエ

V四九0

中一一一

庸

輝 梁 兩 TE

を 唱 海 岡 内 Щ V = V 子述 る =10 一四八 は 龍 領 領主 全 梁 八 (原田 7 心以下 0 0 0 月 其 )龍溪(陽明 つるも 寡婦 分部 武 Щ 忌 # 兩 )龍 帝 曹溪院過 日 无 端 侯 0 也 日 111 0 より 貞 用 + 節 二其中 0 月廿 兩件 去帳寫(抄)同 講堂地子御発に 高弟 於民 九

Ш

量れ一つ

四三三

マ悪の四

E

きり 林 んりんきへ嫉妬 なを併 4 看よ) Ш 三、四八四八 川二九

輪 林氏 林鐘望 林子(兆 看よ) 林氏剃髮受 0 妻 日 恩 周 著 位 氏 辨 0 具 П 孝 **へ** 当た 背心 ヤ Ш Ш 1一元、三 シを併せ 三九七、四四 三人一六 I

131 1)

余急

柒

輪

2.16 深段 先生臨終の言と事状の 隣里鄉黨稱 (安原 真不並伯亨を併せ看 子 著者 に大いと V壳兰

好惡麟經一王法 先生平日任 一份以一道之不口傳篇 レ道と Ti. 雖 Eti. V. 終之

見

桶

(ナシ)

介 共 士有二爭友一則 門之內具」禮已乎(孝經 所 し合 而后」財 儿 .Ht. 身 所 好 雕二於令名 ihj 「二七二、三七 民不し從 I

贖 戾

非」禮勿」視非」禮勿」言非」禮勿」 **像艦紅容** 不し谷 I三尖 I I I (中庸 仁中の心 禮は仁中の分理 禮と仁と同體異 言非心禮勿心動(論、 明徳の條理 親」親之殺尊」賢之等禮所 心禮勿 法 レ視非一體 を禮 11二六一盟、三門一五 を云 と名づ 113 願淵) 心聴引い心

大夜 孟子日 所」依之道無言之端的而 可以見可以言者所以依之禮而已 Ilij 者禮之質也放禮雖 光王永二 解讓之心禮之端也 工空 可以養起二王氏說) 不レ可レ

朱子 安レ上 一敬而已矣 而已矣(孝經 日禮則 一行三情文本 治人民英人善 简 恭 木 份红 掉節底道理 之異一其實唯 於禮 1二八大三二八 一禮者敬

レ宜使從 你 前門 rttj I大四四、六五

不能 禮 者理也謂上治二天下一之禮上也 者恭敬之理 者仁之著也 從 也 I四八三、六七一、六七 「二八六、三五八 1二九一、三名0

心生也 山公

> 心に拘 雕基上) 禮之實節 心臓 心との差 泥 三文斯 -III 二者一是也 二三八―四五、四八九―九二 III 三元八四九一五 八流 Ш

禮と邪姓戒 は時代によりて緩易す III

:見於動 非常の 禮は心の敬 導」之以三禮樂一而民和陸(孝經 禮者以一性之感動 制すればなり し如何となれば時の宜に隨ひて 夫禮は三代同じからざる事儘多 のべたり 非禮の禮 變 容周旋品物 為文V四 IC 老 题 法 ケニ 一為一質以二其著 樂 は心の和を Ш 川二四九、四九三 三四五、四八九 III MAI

禮儀三百 威 儀三千(中庸

唐氏 明 鱼 (樞 人傑編 元剩語(在三性理會通 性理會通禮元利品 工六六、三八、正二〇二 1 Ι 29 O 玉

数 三尺禮順 一英」善三於第二(李經) II

I XX

脈

旅近 連理

貪欲

を併せ

唐氏

アル

聊

HILL HILL

に暗處來レ魔

三八三、四八九—九三

言非し禮勿し動(論、

預湯)

愛必敬之禮名所以立一工三〇

仁之恭敬日

言不」文(孝經

孝子之喪」親也哭不」

侬

言不」文(字經

孝子之喪」親也哭不」

二次 118 魔水の杯氏の妄周氏の · 用軍用缺くべ

71.0 塑炉川 (黄帝內經 則終作。虎狼狗遊蛇蝎等樓 吾人之靈慶如無」此主人(天 天君失」位 4.5 排 梅日真氣者所以受 Mij 允 而態盛變做 少身者也 一千天二與三穀 I四四七、四系 川三六一二八 二鬼窟一而 (君)

性|所」調順三靈明之父母 (靈明之父母 實符疑 尊二德性|脩」身則順」親亦以二德 修 I 四二元八四二二四

945 318 列 とす て仲樹 (烈公(池田光政 烈公進事 列女傅 列子が云ふ人は五世を以て一世 列國之同 所謂 烈侯行狀 (1) 順 の死を惜まる) 明之父母|者也 公)和歌を賜ひ 三04-0七 V電

からず

1

志真立則願 虚文鉛の 蓮真の常像 行の 00 0) 1) なと 信治 松 31 後心 70 鳴亦爲」師 雅子と儒者について Ш III 护 (E 一元人、三〇、三四、三四、 三大一三七、一五八四一四 Ti 疏詳校 114 III Ш 大大八四八四 元一二 四五七 大大 六一二 V I三二 1 III 三大八 22 祕 六 七十二道之符即方子日六十而耳順〇 に積置 弄丸 是年(寬 郎 十二道之符即六十四卦也 永

+

年)の

禄

\*

盡く倉

て岡川氏本

I 二字三、三二〇

工三品

П

二九一、二九五

正元

П

一三三七、三六

Щ

V公X

Ι

75

B

颂

IN

講論之要語 論語郷黨啓蒙と翼傳との 論語鄉黨府蒙 論語所以說大抵操存涵養之實也 論講終し篇 戊寅之秋講二論語一 關係 I I一志 I元三 I公

ワ

93

老」老向民興」孝《大學

常知

欲以見

共

炒

常有欲以見

論

語郷黨啓蒙の

現

存

するを證す

I三公

I一六七、四〇五

**江** 善、充

II

丁五三三、五七

一般三老子) ジルド

120

10 将 四是

和 君子和而不」流强哉嬌(中庸) 和 而無」所二乖戾」故謂三之利 盖和者敬所」溢也樂者禮所」生也 は道の別名なり 七情發 而中」節者也得二其正

マニ、公

V

發 而皆中」節謂三之和八中庸) П 正空 

和 和也者天下之達道也(中 歌の道は僕が學びざる所 和睦(カの係を看よ) 庸 II 交

老氏、

111

000

中心 四少日

老佛於這筒

說針了

I Ι

博氏

の説

論語解の章次に

陽

す

る篠原

老氏以三川胎時一見」性

谿二老子)

論

老母息炎 老りを思ふ

1,10

1|1 114

111

中越語歸

治いい

族树满 大學藤

述 硇

心

補

副

語族樹則

辨中庸

四三四四三

Ш

大四、一七大、二四七、二七三、二九〇

(')

老りの 川上江

彩色

杂

引

H

77

老佛の學

老境に強せ

13

加言

人

0)

\$1

YT

V二六元

大)學(中

居

論

(1)

抄

大學の意と論語

の意と二義なし

宝二大

論語)鄉黨啓蒙

II

九 元

惑

惑悟(まよひを併せ看よ)

わがわがへ吾、

我は

ワレの下に見ゆ

V一六八

V香

Ⅲ三六

V

若黨一人

和翰 和翰 和歌長篇真蹟 和氣郡木谷村 藤樹書院本) II 三二、五八 V三全 II E E V二元元 V三六

I人四、II三、四、三、九、五九大 爲政)I よ Ш 100 玉 感得觸發あり 論語を講じ郷黨の篇 (寫本 Ш 10

論

IJ

ク

看

論語解一卷 論語鄉黨翼傳寫本 (熊澤蕃山に關するも 册 一大大、二九〇、四九九 至て大に マ六二、九大 V高豐 0 V允

(の條下を看よ I. I 空間 I 四二大 マ三宝の 正 和倭 若 准 話 「倭」 話則 倭書 倭國 倭歌 倭文藤樹先生書簡拾遺 に據る) 和 若狹守樣(分部光貞公) 推陽の太守 盖」使 !!其多 倭版書籍考 導」之以二禮樂二而民和睦(孝經) 和平酒脫 (和版書籍考 豫圓 の書 字 0 用例 話 則 は凡 中中

分 答 實曆九年分部清興の製圖 當冬分部公京師火消 分部伊賀守) (あり) 一分部氏 書 (常省先生文集中 に云 V一六、七三、九〇 Iニーデーニー K V四九六 工三霊

論語讀みの論語知ら(讀ま)ず 和光 和順の良 而 心

同塵(老子) V

一九四、五一七

分部目命(公子) 分部侯の領地の百姓 V一大三、七大、四七六、五一〇 也 1.

おす有:要君子 |終不」可」覧:大學) 領主分部光忠公參拜 近き頃江州より智養子に見えし 分部光命公 云々、智養子質は分部公子昌命 分部)光庸公 分部)光質公 標嶺)分部光貞侯 字仲穀稱玄蕃、マ兲 V 七八八四七 マニヤ VELA VEL

訓,拂二人之性一首必述二夫身二人大 好二人之所以惡惡二人之所以好是 節背夫の報、不嫉妬毒の報等を 嗣二福善嗣淫、善悪、孝遊の報、守 せ看よ) I 王四三、元七四

福

30

I 流 七、花六

苦樂禍福は我が心にて作 ö

綿に針を 吾(ゴを併せ看よ) 無行而不少與二二三子一者上是 包む I二、三元 三三三 工五点九 111 Ш

私

쾀

也、論、

述师)

IMO大、四九七

(先生は我が國を「ゑびす」と稱

級

否が敬慕する人物中江 乎(論、子路 吾不下得口中行一而與4之必也狂狷 人之吾也 吾包二人我二而 言非二一人之吾一萬 族 树

否证 吾友岡田子年既當」加 吾黨亦乾坤得意人也 吾黨欽哉 母のからだ父母の血なり 否このからだわが此 23 0 .It. 後に 緒至接致良知 IJ 門の中 興起し訓詁詞章の陋を改 71. 先師 の學を本邦百年 造 の血は乃父 市学 二首服一 によりて マ三な Y 0= V

吾病奚髮可」愛者不」在」此也

日日 致仕之砌も長濱まで見送りし 吾れ若年の頃先生と常に親しく 之 吾聞婦人不」越」翻矣願守」 VES

我 我が寺の佛尊 我造三三 我れもしか鳴きてぞ人に戀ひら れし今こそよそに摩ばかりきけ 型化 彼真丹 III NOI III Ш

せら 我 H 城

見焉 久萬壽を祈るが如 我學生講ずる所 我堂の佛尊 我は年貢 我者謂 我何求 於二先生 江與右衛門 戰者必先以二姓名一告我近江人中 に副知 」我者訓 我心愛 77. 1 也 3 100x ~ L :1: のために永 二不」知 平有レ V 1241 V E

記號叉は特別の文字 0 說明

E 火 \*(星印) 文 E I二大一、四○三、五五〇、Ⅱ二九四、Ⅲ四 11--.j-片 I 總一九、王聖、二六一、三〇二、 五五〇、五七七、六二七、11二九四 I 图 ( ) ( ) [ ] ( ) 图 ( ) 图 ( ) 图 [ ] II 10/11/2 II Z I I III H. III III

一世有二聖王賢臣一而良民衆 カコ 四之德風秀 萬國二百主 否 V E O

军 宗明1 記念治 樹先生讀書年譜に代り得べき內容 大百年並立命館大學回立四十周年 記したるものあり。是は皇紀二千 られんことを望む。へ藤陰 を有す。 全部の測 刊 追 女集中の拙稿 於 源的解説を試み、 全集愛讀者の心ず琴考 記 何學源流考一學出 一係 るの 且つ藤 全集

V三元七

總 H 次 總 茶 31 糸

「無三大

二四四

# 補遺並補正 (附)再刊追錄

0 あ 十年あまりはぐくみ來にし此の文をい つめ 妹子 を他家に嫁がしむる親の 資料の所在を知らする人もあらば、 心地もて、さらでだに後れに後れし發行 よく 世に送り出さんこすれば、 此の後こても増補の事に從はんのみ。 期日のいそがる」 此 をも持たせてあれをも添 をも顧みず、 編 てき、いさし かくは搔き

#### 第一册

意を 結果 五 於て之を許す 第八〇頁九行 此 14 \$5 (1) U) Hi. 傍記 八 つ かい 負に見ゆる傍記 ら威得し體得した 3 は 先生 を得 「門弟子齋藤亥巳が作詩の 一の眞蹟 n ばなり。 に酷似しつゝ猶且 情相契合無離意」の七字を以て先生 る某門人ありしことは、 3 n ば斧正を乞ひたるは事實なるも、 斧正を乞ひ先生が之を批正せられたり云々」と記したるは、 つ親炙の門人の筆なりと斷ずべ 孝經啓蒙書院寫本特に大學 の眞蹟なりと誤認 先生がプを批 き理 由 したるに あ 朱子 JF. bo せ 序 5 由 卽 圖 n る。 ち先生の 說 72 敬寫 h 精究 ح 等に 0 第 筆

は當に功効也に作るべく、倫列も亦當に條列に改むべし。直末行、其一の字で「如」左」さの間「別」の一字を逸す。功郊也 第 -: 五頁現存 兵造 0) 藤樹規は 極 めて 貴重なる資料なれば原本の きるく 茲に轉載す。 の誤、下文第二

何のみは之を

削

る。

補遺並補正 (第一册)

敬者敬。其事,也聖賢於、事故特以、敬言、之

文子有親者 言有"父子"则 自以"慈孝"有"相親爱"也是 乃當然之.则而自不、容已 乃當然之.则而自不、容已 得"天所"赋而非"人所能爲 者"也言父则母在其中矣下

相爱近也 

臣不然則相離 臣不然則相離 臣不然則相離

友之謂也 無別 不有 同别人 則 1/1 相 楠 男女不雜 和濱上則相離了欄不親授受之謂主 者 事,兄以弟待 校受之謂夫婦 弟以

合交之不以信則失朋方信以實之謂-蓋朋 友本 失朋 友道 亦以 而義

也

樹 規

藤 樹、 有。 所取法, 蓝, 知六 E 圓

规, 藤 之 於正-圓故 者 調之, 之器

也

此,

文,

為學,

學 道 在 明 七 德 在 親 民在 止 於至 造

在此中矣

朱 子 日 堯 舜 使 契為 司一徒敬 敷五教五 一教者 父子 有 親 君 臣

序朋-友有。信是也學者一次第也出示入門戶,及即。席飲食則 學,後長 者之謂 此,指 而已恐按三 Ŧî.

夫婦婦 有別 E 幼 有序朋友

綱领, 之宗旨 - 壹是皆 切也 以五 教為為 定 本 ilii, 其, 所以, 學。之術 有 有 有 養 以 持 性

敬,

爲主 一進 脩 以 致 政-知力-行-而口 日\_新 其 别 如。 左

畏 者指上帝言「 命 等 德性 以臣受為、人之正理即明 德性者上帝之所以命人而

明点

右持敬之要進脩 之本 也

愽 歪, 學 右 進 之審 佐脩之序 李問 處事, 接物亦 問 2 愼 谷, 思 辨 有, 思之明 要 四。 其 者 如左 所~ 以产 致点 之 知, 篤 也 若主 篤 行,則學 冰市 之事, 水於心者則 則 精取 如是而后了 自。 脩 身 可思 以而 以 行又

690

**特配看出等** 宗本也久 洲 上朋 派所川 胸本心 為宗 欽明

之德也

物不有無時不然 理 也 無

之疑,也 [1]] 所得而自得於心 慎者思必慎而后有 11 心 11) Ifij 后有以別 以 研 洪公 學問

己所不

思者尽己之謂信者以實之謂 非一間、貨財」而已,以 以

不同則不過推己以及人而已已者以已之心度人之心未甞

問章枝葉之文ス m. infi 口 耳之學ス

> 敬\_ 懲 遷、善改過 ---則德日二新之

從善而已

右 脩 身 之 要

正 者事之宜

右 處 事 之 要

郷而后有"以訂" 博學之者博於久也審者問

其所」學

必

利 明真 道不計,其 不然一之德而具於心無物不有無時 皆性

功郊也

欲 施 於 人行有不 得 反 求 ○反求諸己者我待人省以不 ○行有不得者人之待我以橫 ○反求諸己者我待人省以不

右 接 物 之 要

私

一利真安於塞

一

疑-- 侣

原 稱二 惟 今, 之人 為學, 者 惟 記 誦 詞 章 Im 已是, 以吾道 三網領 之 所寄 不越乎

言-語 文 字 之 間= 愚 甞, 憂心之 也 深, 故= 推工本 聖人 立 教之宗旨而 参以元 鹿。

知, 校也 揭之 楣間 曲 舉 也

洞边

一修-列

行次也

而

庶是幾

奥一二同志

固

守,

力

行之

也

永 加 四 月 十 日

寬

中 江 原 謹 記

愛媛縣喜多郡內子町 督根高 重 氏所藏

を知り得たり。「猫」の字の誤植なり。 第六三一頁第二行大屋督氏藏 有 持敬 圖 說 しは其の 後同氏の邸に於て實物を 觀 12 る に猶 岡 田氏本なるこ

豧 遗 मेरि 豧 IE. (第一册)

-

### 第二册

倭書補遺一與。谷川氏二五〇二頁副會津北鄉藤樹學派所傳東京故齋藤一馬氏藏藤樹先生真蹟には宛名を

谷勘兵様に作る。(第五冊(三00一二)挿畫参照)

赤風」の 中の伊豆の浄土房の話は沙石集によれり。 文章も殆ご原據のまっなり。

#### 第三册

て、 二〇頁 は共に無双 馬の形 頭注 の馬 を聞に表現して相傳したるなり。これを段の圖 馬 0) の段の 目利たり。二氏の流儀についての説は可なり複雑なるが如きも、 圖 段とは馬の優劣の等級をいふ。織田信長の時、 さいふっ (山鹿素行武家事紀による。) 梶川彌三郎及び矢代庄助 要は七段の考を立

三〇六頁解題中、一三行の「二つあり」を「三つあり」とす。

一四行の「尙」を削り、「遊女との話」以下を次の如く改む。

らざる妾との故事も日本の説話なるべし。名高き話にて安井息軒の 出所を考へえず。但し息軒の文は鑑草より詳しければ、 遊女さの 話 は沙石 集に出づるものにして、文章も殆ご原據のまうなり。尚卷二にある節を守る妾と守 息軒は鑑草によれ 睡 餘 漫筆にも るに あらず。 引きたれ

### 第四册

なるもの 藤樹先生全書尚 附せられたる山見ゆれごも、 Ш **八本目錄** 」によれば「神方奇術」は正保元年中中先生三十七歳の作さなす。 叉五臓圖 今は傅はらず。

## 第五(別)册

、門弟子並研究者傳第四項、淵岡山」に就いて

なり 仙 26 效鉄追 山 11)] 9 能 記 出産地 F 加 1) せ ·北川子示教錄·北川親懿翁雜記抄·會津 付 る 1 8 0) 編者本冊門弟子並研究者傳第四項に於て淵岡山 逢 ひた あ 3 に據れ ることを 3 為なり。 1, ~ る あ 50 特に北 **頁第二** 宗二六 川子 藤樹學 示 教錄 而してその 道 載する 統譜等の の出生地を仙臺となしたるは、 次に遠藤謙 どころ 諸 に依 書に岡 安老の n ば、 山 多 以て 直 出 山 筆にて其節 自 陸 奥 5 仙 0 物 岡 臺 書記 語 山 0 產 先 1-

致た

る覺書を得た

りさて左の文を載

せたり。

て食し、 樣子聞 子 晓 0 天和三年亥五月十七日 九ツ過 は案内 より神谷 村 1-にて様 学 F. 仙 清 臺國 傳 々馳 兵衞殿宅 方 一衙門殿 分町 走有、 松島 新井庄 御 移寐 宅 一見に宿を出、米澤に泊り、 宿 左 1 も二軒に成る、上下三拾人程、 心起す。 衛門 7 置 所 子 へ着 廿七日に松島 ~ 懸 暫らく 御 目候。 休息、 一へ着、 1 夫より 十八 日 洲 1-日上の山 翌日 崎 琵 御 町 早朝飯前 善兵衞 琶首之內小 家 衆 泊 5 で申者 御茶湯 に舟に乗り、 十九日 田 御振 邊 0) 所に一 權 Щ 舞 右 に候っ 衞 崎 門 1-海中大程島に 泊 を 5 村上氏 尋 廿二日之 和 廿日 父 則

岡公松島にて

君が御代をげに松島で詠れば月もおしまの磯にすむなり。

大裡島にて

3

らでたに都 0 空 0 なつか しき雲のうへ島のぼりくて。後御 初めにし

神谷 盐 公 13: ~ 九ツ 1: 御 们 時分着、 5 同 道 叨 は 神釜なざみて神谷澤 田中全立與·井口久右衞門·荒井七郎兵衞·森川市郎兵衞· へ歸る。 廿九日仙臺ぢやく ひ村上氏 歸 東 條 る。 式 郎 尚 三郎 公 御 父子は 若長名五

矢部甚五郎 第四郎 東是は庄七郎

遺 並 補 正 (第二册、第三册、第四册、第五(別)册)

和

より御歸京之節 私 ヹ 田中全立 御立寄之爲便仙臺へ被参候。 ・井口・荒井・森川之四子は、 京都より御供にて下向、 御延引被成候趣田 中子より。會注諸生への書簡、 遠藤・矢部・東條之三子は會津 是又予

自云 致所持一候、岡師會津御下りは右前後之內年號末」考也、

训 次郎吉殿村 原町にて 74 1: 不 清兵衞殿 1 村上安太輔殿ひわ 同八兵衛殿婚村上兵衛男 くひ小田邊權右 大友三郎兵衛殿最谷殿にて村上傳右衛門殿町大 衙門殿小田邊勘九郎殿わくひ嫡子敷、村上長 杉山四郎殿 九郎 殿前

八幡吉田新右衞門

然る 0) らざれ 書を見たることあ 本臨乘氏 3 記記 叉圖 3 る に昭 私、 ゝを見 あ りつ ごも、 山 恐らくは資永七年頃の著述ならん。 右之衆中岡 先生示 和 以上 14 面 るに、 年 書中 時 の資料 四 したるに談偶、淵岡山の事に及ぶ。氏曰く今より三四十年前「本朝儒名志」寫本 教録追加に「吾儕老衰之身として今度陸奥の國まで罷下候は亡母之墓に詣 50 伊 月本冊將さに校了に近づか 膝仁齋 山先生之御親類ご見ゆ。 此の書は に依りて併せ考ふる時は、仙臺を以て岡山の出生地となすには相當の を載するも東涯 本邦に於ける儒者の 中 を載せず。 定て士官の方共にて可方之候 1 んとせる折しも、 淵岡 傅記 山の生國に關する記 且つ載 を域別 するどころ に記 圖らずも京都市上京區寺町九太 載せるものに 事ありたりとてその技萃本 0) 公卿補 任等 して著者並 0) 年 3 次に 0) 根據 寫 代詳 ご題する 町南入山 よりて考 も候しど ありつ を示 かな

淵惟 元 名友姓大神稱 。岡山一交名四郎右衞門生國攝津後在京前名宗誠

との に掲 げ以て博雅の士に質し且つ後考に備ふ。 3 [Yi ili の生國を以て攝津となすが如きは頗る異聞に屬するものなるを以て一説としてこう

因 みに編者 一日京都帝國大學圖書館に就 いて此 の書の閲覧を請ひしに、該館に在つては、 もと藏書中

1-在りしもの なる \$ 今は 現存 せず、 唯記録中に左の文字あるを知 り得たり。

北 朝 信 4, 志 寫本 ---冊淺江 種寬 (可敬)著寶永丁亥(四 年)の序あ 50

淵 叔 繼甫之墓 編 者は誤つて門弟子並研究者傳第四 項に於て京都東山永觀堂なる淵氏一家の墓域中に

0) 京仰 の存することを脱せり。即ち左の如し。

#### 淵 拟機 甫之墓

淵岡 Ш 「第三子姓太神諱惟統字叔繼稱」文三郎 - 延寳庚申九月五日誕。元祿己卯閏九月二十一日享年二十

IIII 卒。

引遠離の被 之熊澤了海聊之義有」之公儀より嚴敷御私有」之砌、 叔 酷 们 **学校** 174 すっ Hi 山先生の姓 之墓の 3 战 n 碑陰に姓太神で誌さる。 は淵 柳尾是も洛外にと申所へ 岡山は姓を淵と稱したる外また岡といひたることもありたり。 [出] 山 カジ 太神姓 を胃せるものなることは、また等ふべからざるものならん。 御引込被成其節岡 此は山本臨棄氏の示されたる本朝儒名志の拔華に姓大神とせると 熊澤氏は |源右衞門と御改被|成候云々といへり。また旣記淵 先師之門人にて 先生も 北 川 御 子示 親 しき 教録 人故 1-一備前 御 延

草書によりて誤れ 沛中 本臨東氏の示された Z 7 (1) 山先生の名 文に淵万再拜の文字あり。 えた 50 本全集卷之四十二藤夫子行狀聞傳第二十一頁に两長年秋 るには る本 種 朝儒 あらざるかと。 12 推 名志技萃には「名友」と識 敲 0 結果友として寫取りたるもの 岡山先生が万と署名せる せり。 山 は唯こうに見ゆる なり。 本氏曰 4 或は万反友の三字の一が轉 ノ季朔此 友の字原本には反こも見え、 ある 地 のみ。 奉勵請高 然る に旣記山 千 穗大明 寫 の際

補 E (第五(別)肌)

和

遗

单

來洛外 客の ころ 教學 給 せる 信 3 60 1-ひ 編 1E Te 淵 TE す) 山 カコ b こご に以 120 りし 先 强 (= [出 h 隱棲 出 生 7 111 山 あ 8 \$2 い、 113 6 洛 Ill 0 カジ 為らく、 b かっ 0 0 3 稱 1 1 せ 2 1 H 3 今知 稱す 號 何沙 なす るどこ は 6 る T ムスカ 阳 維 かっしてつ 本 南 北 姓を冒 淵圖 は るに 3 族 通 5 BL 有 ろ 地 樹 抄 111 3 0) 學 な 1/1 か 1 -5-山 IF. b る 或 なし。 L 北 得 n 消 は大 示 せる等 カコ カラ は然 ば、 に常 統 教 雙 べきこと 先 Mi 岡 HIJ Gib るの 按ずるに して のことも 5 淵 には 1-御 また ん 出 終馬 尚 から 湖 或 住 Ш 然れ 山 即 は 人 3 カジ 後 洛外 南 船 日 延 雙岡 紀聞 3 ~ は 有シと由 こさい 資 し く n 出 帝 ばその は 山 (= 岡 初 會津 淵宗誠 また 0 年 葛 Ш その 腹 野 此 放 山 1 1 住 浴 郡 は 力 左 門 どだ 所 何れ 居 單 THI 外 即了 1-略 人稱 1 1= 属し京都 初居 せ 1-0) 1-所 11: 想像に PAL る 1-州 1-洁 尚 館 地 住 類 [] 洛之雙尚 出 山 被 名 1-な せ Ili 給 先生で 版 過 图 築 3 ろ 南 \_ 5 できざれ きし 條 候 相關 3 6 111 FI j/Lj 1-0) 3 沈 愛給 以 京 仆 聯 73 1. 5 弟 尚 ば今何 ~ 子 3 前 柳 諸 して終に間 ~ りつしき Ill かっ 3 和高 1-4= 0) 130 一とい は 14 集 个 在 間 1 つて 1-詳 n 並 14: 111 3) にいい 3 一大 1 TE. ~ -先 かっ 3 旅 山先生と稱する 此 此 1) なら 3 生: 大 信 12 2 茫 0) 0 村 古來文 然 すい 舟門 地 別 稱 8 村 0) 學を 難 紫 il 3 1-1-1 住 據 候っ一さ Tij. しっ編 Ill 1E 人墨 5 かっ L 3 (1) 20 指 山 111

門 弟 子 並 研F 究 不 傳 第 Fi. 項一 尾 伊 織 1-就 T

梧菴筆記(建仁寺僧也)

京

都

ili

Ш

本

Ein

乘

氏

筆

銤

中

よ

b

たの

記

事を得

12

n

ば

うに掲

三杯 初 尾 111 7 多 食 織 n 7 11 御 11: カ 旗 IV 1 本 20 施 Security . =/ テ二湾 31 1 11 ナ ス 1 只工 ノ傅 7 7 111 3 " ち 1 +" い港 フ 茶 7 は 11 b ナ -1 精 1) 書 1 1 ク心 7 1 25 行 ナリ 茶 住 식 1 队 主 1 TE TE 茶 ツ テ 41 壯 7 1 -E 111 健 好 ナ 7 樂 111 IV 人 3 3/ ナ 77 111 弱單 叉 y 制 死 3 期 久 I. y 7 = 云 好 至 20 111 IV 茶 7 杓 デ 花生 朝 夕

## 三、常省先生の書狀

彌太郎氏令室秘軸を奉持して主任の寓を訪ひ、 にかる。 じ滅幅に見ゆ。 蹟五四九頁參照) 滋賀縣高島郡水尾村大字武會万木長茂氏藏幅に藤樹先生の安分身無」辱云々(資料一覽表藤樹先生の眞 加藤主任の希望により昭 の真筆五言絶句あり。常省先生が之に附點して門人前田久弥に與へられたる書簡亦同 和四年五月廿九日前記万木氏の親戚京都市大和大路 之を提示せられたれば、 茲に附載して常省先生文集續篇 松原南櫻井

南 やまり之様を存 昨日の得,貴意,珍重に存る了愚夫儀も弥明日罷立いて頓て罷歸可,仰,賢慮,心然の先日之詩之點少付 い所い問左。改書付いたしい年』少儀」意味餘程相違申しい故如此御座は尤不」及』御

花押

知幾心質與

破

い恐惶頓首

(以上)

前 田 久 弥 樣 几 下 中 江 弥  $\equiv$ 郎

(罫線の内の文字は紙を巻きたる裏面に認められたるものなり)

和

遗

並

和 正

(第五(別)册

九

| 四      |
|--------|
| 、藤樹先生頭 |
| 德唱歌    |

山岡 本正夫作

曲歌

浜 唱歌 膝 樹

先 生

鈴木重太郎作曲塚沿陽安作歌

0

良知の學を與しつゝ 近江聖人と稱へられ

名も高島に千木たかく しづまりあますたふごさよ

草木もなべて在りし世の

近江聖人の生立ちし

郷は此の郷山川も

当を語

る心地地

L T

辿るも嬉し人の道

遺る数を仰ぎつい

古さんどん 城山高くいつかるう 人に目のあ

君が御像を拜めば

何とは知らぬ録さに

たり

まみゆ

る如き心地して

思想那 邪

なかりけり

(大正五年九月 藤樹先生銅像除幕式配事所裁) 大洲藤樹會發行 三

天皇命も位をば

お

くりたまへるたふこさよ

道徳あつくをさめつる

かしこき蹟をめでたまひ

神 0 御門に今も尚

なが

き世かけてかぐはしき さかゆる藤の花かつら

(文部省檢定濟、 その功績のたふささよ 滋賀縣下小學校唱歌科用)

補

遺

並

補

IE.

終

698

# (附) 再刊追錄

| 藤樹先生全集 第五(別)册 [再刊追錄] 目次 | 嶋川某 赤羽長 谷川寅 山田權 小川辰 中川熊 谷 | 一、門 人 詩 | 一、(己丑元旦敬慕詩並序) | 詩 | 卷之四十七 門弟子詩文集 | 六二、(附一) 永田權右衞門 (附二) 郡安兵衞正眞 | 三九、又四郎と益田紋次 [益田義則] | 一六、戶田孫助(正度)                     | 一〇、佃 叔 一 | 四、淵 岡 山 | 一、池田光政 | 卷之四十四 門弟子並研究者傳 | 藤樹先生逸事 (附) 一江湖先生祭儀 二同祭禮 | 卷之四十二 藤樹先生年譜其の他 | 11 次 |
|-------------------------|---------------------------|---------|---------------|---|--------------|----------------------------|--------------------|---------------------------------|----------|---------|--------|----------------|-------------------------|-----------------|------|
|                         | 谷川左 赤羽長                   | •       | ·<br>·<br>·   |   |              |                            |                    |                                 |          | ***     |        |                |                         |                 |      |
|                         | 山田權                       | •       | 川             |   | •            | •                          |                    | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 |          |         | *      | •              | •                       | •               |      |
|                         | 熊澤二                       | (1/0)   | 熊(元)          |   |              | (]到)                       | (1三)               | (10)                            | ····(九)  | (八)     | (4)    | +Ot            | (1)                     |                 |      |

| 三、(書:國字餘酲經宿書贖後:)川田剛:(三三) | 1、(同上)                    | 一、(書三乙酉鷄日詩後二)大田錦城:(三) | 書                   | 三、(失 題)質名海屋:(丟)    | 二、(題)致良知三大字及書牘」篠崎 弼:(三) | 一、題」致良知三大字後一佐藤一齋:(三)            | 題                       | 三、跋::中江藤樹先生手簡後:春日仲淵:(三1) | 二、跋:藤樹先生眞蹟:吉村 晉:(三0)  | 一、跋言佐藤一齋:(三0)         | 跋        | 三、薦樹先生書卷序土屋弘:(元)     | 二、藍樹全書國字序同上:(元)      | 一、藤樹先生全書序三輪執齋:(元) | 序                  | 卷之四十八 景慕詩文集                           | 四、(小川(仙)久左衞門より佃助九郎に送りし書翰) | 三、(小川(覺)勘右衞門より佃彦六に送りし書翰)並 | 國字牘 | 赤豹長 山田權 小川仙 小川仙 熊 澤 |  |
|--------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|----------------------|----------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----|---------------------|--|
| 五、(訪!.藤樹書院:)近藤亮殿:(兲)     | 四、頌二藤樹中江先生二一百五十韵加藤虎之亮:(美) | 三、訪! 藤樹書院 1           | 二、詠川藤樹書院老藤一鈴木虎雄:(臺) | 一、調,應樹先生祠,符野直喜:(三) | 詩                       | 景仰之意° · · · · · · 丁 野 遠 影 · (三) | 藤樹先生二百五十年祭典。恭賦二長句四韻。竊述二 | 祝文                       | 八、(辛巳元旦開講詩識語)加藤盛一:(高) | 七、書山藤樹先生書簡冊後,河野通亮…(高) | 山本季護·(西) | 六、〈與二恆河子健」論二縢樹先生墨蹟」) | 五、書:1藤樹先生眞蹟後1恆河健:(三) | 春日仲淵:(壹)          | 四、書三藤樹先生明德圖說持敬圖說後一 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 並解說(三)                    | 解說(圖)                     |     | 森村權 神山傳 國領大 神山傳     |  |

### 藤樹先生逸事

先生幼 4: の頃、 域 主郡宰等の通行に逢ひ玉 ば 路傍に跪き敬禮を爲 し玉ふ。若室中に在りて之を聞き玉へば、 其方に 向

して遙か に敬意を表し玉ひき。

先生少 先生母氏を思ひて止み玉はず。屋"致仕を請ひ玉ひしかども許されず。 (1) 顷 清 書の 中より箴戒の語 を取り、 之を壁間に貼付し以て準則と爲 國老佃氏に書を遺し遂に豫州を去り玉ふ。 し、强めて之を行ひ玉

其文に日

今度私御暇之儀言上被成下候得と奉願候に付而云々(文長し、錄せず)及本那一五頁参照

先生歸郷の後、 會所と號 此所に 子弟を集めて聖學を教授し て御講義あり。 又折々諸子と此所にて御談話ありたり。 玉 30 遠近より來り學ぶ者日々に多し。 先生諸 子の爲めに 棟の長家を建て之を

先生嘗て たりたり。 人の 我等は年貢をは 農夫の務と自身の かり中すべ 作 用とは しとて表家 般なりとの 、歸り玉 玉 ひき。 ひ、 會所に在す時、 座の議 論深切ならざるときは淀舟ば なし

先生深く先 し上ひき。 尊崇し、 床の間に道統 傳 0 軸を掛け、 每朝味 爽 M 起き出 で」御盛服にて香を煑き禮拜 次に孝經 讀 誦

きは 先生每 外に向 明 4 4000 is V) 感應 味 篇 を L ひき。 王 5. K 始め御聲高 かりし が、 晩年に至り御聲特に 低 く御 口 の内にて 誦 玉 50 或時聲 の高

0

氣

あ

りとの

玉

先生常 11: + 4.7 て大學 1)1 せて 其必要の 11 LIF も經 所 一章にてすむ をの み講じ玉 事 0 な b 論語は聖賢の言行を記し たる所に今日に合はざること有りとの玉ひて、

先 rfi 1115 在前 C H U し時 門 人 中 VC 注解を見合せて御講義を聞きしものあり。 先生之を不可なりとの玉ひき。

藤樹先生年譜其の他

先生紅 に門人に向 ひ、 凡之何 13 15 7 も取 犯 L 为 る 111 をの E .j. 又談話をなすにも拍子ありとの玉 1)0

先 人に 件げ 1 は く、 -111-111 を 3 るに 111 人と 雖 ども 证 11 0 11: 11 あ 1)0 此 FIL H 8 亦 11: 11 な オレ ば 他岐に渡ることなく、 背 K

仕 事をすべ しと残し め玉 7 か。

先生 先生 初學の 一管で門 者に向 人 17 [11] ひ、 ひては、 天下の 學問の始めは 41 作主 意あ 志を立つるより先なるいなし。 1)0 主 意を知らざるときは 45. を為 憤を發し志を立つるの法は、 1 難 Lo 必ず之を辨 30 ~" しとの 此學は天下第 玉ひ Str 5

人間 部 7) 並 して、 別 41. 0 做 すべきなく、 別路の 走 るべ きな しと見るべ しとの F ひき。

~ 先生孝經を御講義 水 は活 被 周 流 ありし時、 玉ひ L て凝 清 非二先王之法服一不二敢服」と云ふに至り、 な Lo 聖人の 法式は國風に より時 と位 とに 此法 より の字は水を以て去とい て中正 の極を立つ。 ふ意な 亳厘 も人情に違 1)0 此字尤 U 逆ふ も着眼 とと す

里 先 人の 作或 時萬木 斯學を貸信すべ 所 計 始 待 8) (1) 10 應じ ととなれば、 7 大學 を講じ玉 必定 美女 Ch L L き御議 ととあ 50 論もあるべ 胩 に門人 しと親ひ居 五 一六輩 從 たるに、 7 行 きぬ。 常體 門人等思 17 て矢張 ふやう、 日 清料 は 此

0 亚 時水無 如 去り 神 中 乍 將 5 殿 御 掃除をさへ 入來 0 山 す にて門人等庭前を掃除しけるに、 和 ば 潔くなるべ しと平生に思ひ居るはまた異 先生御覽ありて斯く な ととなり。 掃除 すれ 居所 ば氣分も潔し。 0 不 掃除 なる 良知 8 旅 0 學も亦 ば 此

りとの玉 C あ

1)

0

3

な

ŋ

なきもの

なり

李

30

異見 先 言しけるは、 元生門人中川某芸のなるとあり きととなり。 非 0 を云 事 为 るは ふに忍び 私幼 大が肚子 假令我子を失ふとも斯くは ful ぞ派かい ない ず。 5 先生 我 に正し玉はずして此 大簡 不肖なりと を信じ身を先 形 揚 論を悅び 難ども 7 生に委ね。 憂ふまじきなりとの玉 亦君子 過 1E ちに 見に 隆ら 走 を學ぶも 是敢 12 しめ玉 るを憂ひ、 てか 0 なり。 ひしやと。 利を求むるの ひしを、 或 故に妄り 時門人中 中川 先生之を聞 意 某傳 南 VE 四 言は るに 某 IC さり 囲 向 あ き類色を正 5 ひ きて大に ず。 1 中 5 只 み。 111 驚 JF. -5-L ての 今にして之を言ひしは是 脩 0 狂見に 性れ を水 K はく、 て、 む るの 走り 先 孙 生 L に見へ怨 は 、君子は 先生 御 is

質に

d:

to

を得ざるの良心なり。

吾子之を思へよと。

中川某悚然として其過ちを謝せしとぞ。

大海 199 免となり 別所某 に反 なりと 俊 14 Chris (1) され り玉 AJ 臣即府某 Di-さりし 或 ·)· 彼 人 とだ。 411 村民大に之を異む。 は小川村の合なり。 れが罪を免され は我が 竹 某に其故 **今たるを敬し玉ひてなるべ** を問 んととを 000 先生 日小川 別 0 求 府 玉 某 さ。 村に來りて事ふに當り村民某過ちて法に觸れ縲絏に罹る。 日 は 4 3 先 生共夜 し 前夜先生の 別府某の顔色解け 先生禮儀を重 別 府 某の 來 られ 寓舎に じ たり。 1 玉ふ斯 は 往き談 彼 汝等憂ふること勿れ 九 0 0 話 罪を謝 如 して夜半に至る。 L 謝するの堪へ 世 んが爲なるべし。 کے ず。 言罪人の 翌日果して彼の者赦 村民等先生 故 然るに に彼 事 礼 K を放 一言其 及 rc ぼ 請 3

様の 111 なども 允 人品 地 nr. 1) 日子 并 沙芝 ば Tr 0 す。 水め E りた は く 萬 得 る學者などは先は 事不 7 親 日 案内 炙あ 本國 ŋ 中は廣大なることなれ にして聖賢の域に會ひ たきととな 取 に足らずとの れ ども、 たる人 左様の ば、 玉 ŋ 野の 人品 あ 末山 ŋ とも は 求 の奥に至りなば聖賢の 8 其 難 を見辨ふとと能はざるべ き道 理 なり。 如 何 域に會ひたる人品 とな n ば 是を以 其處 0 も必ずあるべ て求 風 俗 め難きなり。 K より、 左

以上の十有八件は行狀中に遺漏せしを以て兹に之を誌し畢ぬ。

附記 以 75 Jt 1: 志村全書第 取拾参照。 册より 採 る。 底本句讀點なし。 今之を施す。 濁點傍記皆編 帰者の 私意に出 本全集第 册末尾志 一計及

### 御

## 一江湖先生祭儀

地 於 \_3 1) --17 17 鱼 4 1/3 -1 如 無ト 水 テ -113 父沙 路 4116 丰 終 21 您 始 周惟 7 獸 ナ 1/3-111 111 2 學 ス E カ ヲ ル 12 1 離 1 ヲ 鳥 身 況 無孝、 --僧 Ä 出 七 抓 父 シ ヲ 母 カ 习 ズ。 存 1 則 4 聖 事 ヲ 以和 人是 + 父母、 ラナ 烏反哺 ゲ 父母 キ ノムクヒトテ生 王 死 4 則 事 敎 以安鬼神、 人 八以孝、 v テ 夫孝者 飛フト 3 力 近以 IJ 丰 1 事 1 父母、 三十 **E** 父母 遠以 自 母 之恩天ョ 事 反シ 地、 T IJ 2 ナ

[ii] 禮

ノ人ト無 丰服 ハッツ 神ル 还主 91 不大 降二

月 ソ主 不マ出タ 神力 KIN 可り 也祭

朔

路

nin

酒香

1 1

ッ様

1 3:

力心

出

り嗣

ル堂

ナョ

リリ

辭

神

ルト

人ハの

皆堂

再手へア

スカ

朝

ヲ前

ナニ

3/

奠

河

= 1

スハ

1 -1

メケスヲ

二神

ル主

ナノ

リ前

朝

- 5 - Mus

7 强

ソラ

ナ排フ菜

參神 皆檢 再ノ 拜戶 スヲ シヒ ハラ ラキ

カ主

獣ラ

ス川

3/

俯

伏

ヲ俯

力伙

1.1

リシハ

シソ

逃コ

キテ

再ウ
非ツ

スム

牛

入 力洞 ル堂 ナヘ リア

茶ツ

スタ

· in

メモ

スノ 二前

ル主

ナノリ前

神 ヲ前 ナヘ ナニ 3/

辭 nin ヲ前 ナニ

温

茶

ヲマ

2=

日 齋 戒 シト ルハ ヲ三イ日 マ前 ショ メリ ツ身 11 シサ ムキ ナョ リク

日

前

丽

ヲ

掃

器

ヲ

洗

ナ

IJ

11

入

ヲ共

ナニ

シ前

---

酒

メヲ

スス

.5. 字和 孫父 上加上 力让 クニ

让 加L 考 = 加加 具页 父付 老 祖類 题 打加 她 二姚 ハト r カカ カ クク 2 ナリ 1 如 7

書

ス

顯

府名 オトカク 遠 一諱之辰 1 沙 于

四

月

河 朝 400 (000) 7 0 × ナ 2 3

块 -前 -7 +

出

忌 月 H HI 形 j[isi] 学 ラ挑器 ヲ

洗 ナ IJ

月

2

١

ナ

IJ

酒 孝子 赫 3 テ 組父母 橨 ヲ E 12 -1 丰 \* 焚香告 採 1 カ 目 ク

期

敢 n Fi 加申 主 出就 位 恭伸 HI

加

水

祖グニリアカ

顯下井

祖二

妣府

1 At

書卜

書

名

111 主 是大 和和 月父父 11 it it 7 7 出出 スス

利 11/2. 燃 神 JE it 训学 月砂 泗人 茅注砂 所河 トラソ 个特 ルデ ~ 10 ナ・シキ "/ .-ル酒 7

2

1111 獻 一人执证 ツグ ルル 1990年 伏ノ シ河 テノ ---何分 拜酒 7.11 X. 砂 ~

出 1fi - 45pi 111 7744 · j-112 .1 ソモ 11 7.2 兜箸 1-伏力 - -饭 ムサ シ歴 [15] 1/1

树先生年譜其

0)

他

名今以遠諱之辰有 事 于

父母 = ハ 顯考 顯 妣 1

神 再男 拜ハ ス東 坐二 二坐 ツシ キ女 默ハ ス右 \_\_\_ 坐

進

饌

妻夫

祖祖

個母母ノ饌

ヲヲスス

11

44

讀 祝 文 ソ倪 口伏 ムニ默シテア 再ハ 拜ラ スク

終 獻 カー ム門 ---門ッ ナル キトキ ハニ 主ヲ 人祭ルク 酒ヲ

入

ヲ坐

スニ

1 "

メキ

再サ

拜テ ス主

人茶

參神 前 = ヲ ナ رج

點茶 前 ---ヲ ナ 3/

辭 神 前 = ヲ ナ-3/

三日 齋 戒 シト 心八 ヲ三 イ日マ前 ショ メリ ツ身 **>** ヲ シイ ムサ ナキ リョ ク

五

辭神 再拜ス

祝

文

年號何年歲次乙卯何月庚辰越戊未朔何月乙丑 敢昭告于

孝子 何某

顯考 名ノリ名ノリノ下ニ府君トカク 極父母ノニハ不勝謹以酒 歲序流易諱月復臨遠感時门天罔 饌用仲奠獻

倘

(附記) 附す。 以上二項は門人郡正真及び其子正屋の筆寫に係ると斷ずべき「藤樹先生書簡」と題する寫本中より採録す。祭儀の文には新に句讀點を 委細は後文門弟子詩文集末尾に附したる卑見参看。(藤陰)

## 、池田光政

を知るべ たるを證 那 編者は大阪 豫近藤信氏藏有且つ同氏帶同 き材として数に之を採る。 し得たり。 市山 中宗 かりに百歩を譲りて他人の模筆とするも、 一氏襲藏 一來示に係る池田光政公自筆の銀箔扇面に左の如き文字あり。前文後文並 0 此の扇面は田中氏の希望によつて同氏の襲藏する所となれり。 増丹波守に宛てたる松(平)新太郎と自署せられたる書東 必ず此の如き事實の存したる證左なれば、 の文字と比較 先生と公との關係 して正に同 に芳烈公の筆と 公の筆

安天隨之

君惟命之

隨角

**光** 安

光 政 光 光政八白拔ノ字

为 て呼ばる。之に對し 書を以て公の 芳烈公」が我が 明知に隨ひ教を受くる意ならんか。 りと訓 思ふに前者は藤樹先生の示されたる語、 ふ可し。但し大洲侯に對し、 前旬 致 に披瀝せられたるものか。 命 光政公は、一君師 VC 協 利せらる。よつて我は天命に安んじ臣となり、 誓つて二君に事へざるを以てしたる事實に鑑み、 以て明良相遇 (藤樹先生 惟命は先生の字なり。 後者は芳烈公が之に酬 が我が招命に協和せらる。よつて我は天命に安んじ弟子となり、 3 0 例とすべ 先生は名をいはれしも、 いられたるものに非ざるべきか。 L 初め本全集門弟子傳中に芳烈公を加へたる用意意義 此の君に隨ひ仕ふの意。是の意先生が親しく或は文 備前に往いて仕へられたるに非ざる 光政が之を記述するに特に字を以 即ち藤樹先生は、一君侯 此 0 師

門弟子並研究者傳

は

### 四 淵 出 Щ

### [Yi] 111 0) 研 究に闘する主なる書目

淵

同 岡 [出 藤門像賛 岡 五十嵐養庵先生語 山先生書簡集 山先生示教錄 山 師覺 え書 追加 類下上 111 111 111 1117 册 册

席上

珍

心學肝要鈔

册 #

樋

口覺書

北川子文書集

難波叟議論覺書

儒名志

111

冊

と辨恩東條子十八箇條問

記

藤樹先生行狀實錄

藤樹先生倭文集(大洲本藤樹全書の

部)

陽明學

備考 右記の寫本は何れも未刊行也

術聞

再抄

1111

111 # 册 册

石川家記錄

# 1111

们计

111 册

隐贿錄

家政 質紀( 、會津松平家

御奉行所日記(熊本細川家

册 111

け

#

井上

國

直言行略

傳

藤樹夫子筆蹟授受證書

北

111

子示教錄

二見直

置書館

集下上

無題

0

書

北川恕三覺書

雜記後篇案思錄

自反慎獨

藤樹書院日記

嘿天柴川甚五郎氏昭和十

五年一月十二日帝國學士院に於

1111

る研究報告書中より轉載す。 (藤陰)

0) 们 叔 が新谷藩の家老たる事は 彦六季 なるか、 或は佃助 明瞭なれども、 九郎なるかは 叔と稱する者が佃小左衞門一永か、 不明にて、 全集中の研究題目として残されたり。 其の子の佃市郎右衞門賀永か、 今、 是に就 老 證 叉は次 を加

ん。

文字を川ひず、 門前 佃 集及眞蹟詩文 収 一は誤 il 是、 なり川 (集庫田保助に等を見 佃叔が彦六季一なる為に誤れ 條樹先生全集遺教 るに 佃 本學本地 叔、 又は佃氏とありて叔 VC るものならん。 別本、 書簡 雜著 **菴**三 本宅 石 一と記したるものなし。 藤樹 先生 御書簡和四等に記され 叉、 各種の書簡 たる佃 集 K 叔 8 は眞蹟 叔

ぜられしが、 個小左衛門一永は 新谷に移 1)0 佃叔にあらず=元和九年大洲侯の歿するや次子直泰城は新谷 住する六年前に死去せり。 三十歳根の書簡はその死後にも多ければ一永は新谷家老なれども 萬石を分封せられ、 永は家老に 叔に あ 任

らざるは明

版な

れたり。

が高樹む生 新谷に家老として移れ なり L から 寬永十年 るは佃助 新谷屋敷の 九郎なり一寛永九年三十五蔵 竣成に より移りし 者は四百石を受けし家老佃助 に大洲藩士より新谷に分けられしは前 九郎 以下十 九名と新谷藩記録に掲げ 記 0 永以下二十二名

1) かい 1 佃叔と佃 勝樹 るも 先生 0) ナら 直蹟 九郎 11 にだ 書簡 は同 们 叔と助 皇集 東の にものの 同文を見るにその 題目を「答価 人なり―正 九郎 0 [11] 保三年三月八日 人なるは疑 言い 付 、き餘地 0 藤 樹 な 先生の眞蹟 叔書」と書かれたり。 書簡 2 大洲町を見るにその宛名 即ち何 n も真蹟にて先生の肉筆 は 佃助 九 息 樣 とあ

出には家老、 人なる事を 佃叔即ち助 他 述 九郎 ん。 湾六 は徳田 季 彦六季 とありて叔の文字なし。 なり 助 九郎 が新谷移住後 然れども新谷初代の家老たる事は三人とも同様なれば、 の初代家老なるは明かなれども、 大洲家臣 録及その 此 の三者の 他 の公文

何姓と徳田 がには [11] -- 4 たり 们 氏始めば 徳田氏と稱せしが、 將軍と同文字を使ふを憚り佃と改姓せしが、 後に新谷に於て德

ブレ

quij

弟

子

並

例

35

者

傳

-111-

41

は

佃

T

なり。

ず焦 得 H 助 姓を名 べく、 無躁せ 九郎 П るも と湾 乗りし つ多数の 0 六 の如 (T) は 修樹 [ii] 書簡を檢討 く、覺より慰問 一人たる 北 生. 好 41 後 するに 小 4: 0 111 E 書簡 是及 [ii] (1) 11. 117: るべ 仙 12 龙 情を記 は [14] よりの 佃助 作 將軍 書前 せる返告中 九郎と記 家光 を檢するに助 の歿せ ١ に或は佃助 仙 より L 頃 九郎、 んより は 德田 九郎宛と徳田彦六宛の兩者を見るに 12 彦六は晩 して藤樹先生在 彦六宛とせ 年、 病氣 るに依 10 て致 りても 仕せんとして許され [ii] 一人たるを登 依り ても

3 且为 あ 俚 K 九郎 彦六 語中 る如 年幽 て致仕を中出でしに許されず苦しみし く助 より 0 が後年、 K 傅 8 承 九 見るも助 新介 郎 德田 佃 叔 一萬石に過ぎたるも 助 が年少なるを知 九 彦六を名乗りたるを知 九郎、 則 叔は 叔 即 彦六と同 ち徳 るべく、彦六季一は時に二十歲前 H 彦六季 のは神南山 じなり一正 様子を小川覺、 は學徳共 に徳田 保二年 仙 石 彦六」と話はれたり。 三世八歲 K 3 書き送り その に叔に送りし 切磋 後なるにより L 書翰あ せ る様は書簡集によりても り。 晚年、 書簡 [ii] IT [11] 共に學問を行ふ者も 條を参照され -「色念起り勝なるは少年の通 人なる 例證 たし。 知るを得べく、 12 8 な なく、 5 2 且つ病 かい 病 現 2 在

附記) 稻 細 部 K 渉りての記 述 は藤樹研究にて發表すべし。

門人詩文集中に採擇したる小川髪及仙の助九郎又は彦六に宛てたる書簡は寫真に撮りて編者に示されたるもの、 12 字 の訂正をも 右全文は愛媛縣立大洲高等女學校教諭近藤信氏の記述に係り、 加へざりしも のなり。 (藤陰 H. つー 4: 以 上の日子を費し仔 細 に討究せら られたる 編者は 此の 粘 果にして、 佃叔一の稿に 新 1=

### 六、 戶田 孫助 (正度)

再刊の を引き 戶 H て、 孫 助 之を明 四百 が江洲 に記述したる如く、 より鯨図 かい K L おきたるも、 0 際 藤樹先生より 新谷香渡家に保存 果して如 [n] 真蹟を授與 なるもの せられたる七巨冊を見るに至りて、 なりし せら オレ かは、 たることは、 何人も知 本全集 り得ざりし所なり。 第 Fi たびに和文章 (別)冊二八三頁に、 然るに既に第 0 みな 平野 らず 5 HH 經解 5 卷 計 19

文孝經 に香渡寛氏の郵寄提示によれば、 啓蒙等多 量 K 沙 1) L 4 を始めて知 同家に新谷越大洲より御附ケ人名記なるものあり。 -1) 得たり。 之に山 11 は総部正直 条公に随ひて

於 介 公

(ri

助 治 ti 衞

戶 安 大

上 川 H 五 長 左 左 兵

田

右

衞

衞

門作

上

小 左 衞

兵

尾 茂

蚁

領 田 1 3

郎

衞

村 Fi.

左 右

長

仁

右

夫

兵

衞

鄕 横

111

小

右

松

郎

右

井 岩 大 111 森

兵 兵

衞

助 衞

森 井

雨 茂

河

郎 彦

源 方

九

伽

)岩田(一二〇)井上(一〇〇)一井(一〇〇)引移らざりし者、 五郎兵衞(二〇〇)の名、

名を連ねたる三生 藤家(大洲

文書、

新谷文書等にも二十七名、

三十一

名は俸祿

まで

も明

記

世

5

るれ

ば表記

0

三十人

は

事實は三

上記の

IE.

臣手記

の表に洩

n

たり。

是れ

恐らくは絶家したる為記載

せら

九 兩

るも

0)

かい

ともに

しも、

寬永十九年先生三十

五

蔵(新谷引越實現)の際は三十一

名を正

しとす。

新に

加は

りし

戶田(二)()石

)茂木(二〇〇

て、

先生列中にあり、

戶

田

氏

なかり

神山(一

((())中

江與右衞門(一〇〇)とす。

尚右

近藤信氏の來示によれ

ば、

「藤樹

先生二十五歳(新谷分封藩士決定)の際は二十七名にし

行

20

廢 湘 総

共 當

VC

此 此

事 0 家

止

0

後

0

筆

あ

9

書を認め

VC

出字

相

殘

る 人

處の家十二家申合せ養源會と云ふを會而

右

0)

正問

7

5-

は

新谷

济 0

權大參事集議員議

員

たりし

人に

して、

此

の掛

軸

大

人

名記

0 野

裏

面 IF:

K

臣舊藩勤

務

中

此

通

9

0

此

通 0

ŋ

の書を掛

軸に

作

り 但正

每年

囘

を催し

祭典を

長

左

太

横

山 田

三源

Æ. 太

田

理 清 次 太

右

井 上 田

左 郞 郎

臣

村

加

し。」と。

とナ 先生 ~

5

れ

i

PAX:

隨從

0

列

K

あ 1)

8

分封移

轉

0

後

九

し爲實

現

世

ざり

L

8

0

な

1)

或

は

先生

をな

すも

のあれ

ども、

決して然らず。

分封の 列に 藤樹 あるを は新谷に分封 以て左遷 せられし等の説 世

弟 -5. 北 6FF 元 者 傳

111

同 列中 M B

有力なる人材あり、

叉

分封

0

確

藤树先生全集

卷之四十四

「再刊追錄

引き移らず、 定したる以前既に先生歸養の決心固きものありし等より見るも、信するに足らざるものなり。 却つて門人戸田 孫助 沙源 た衙門が佃、 加藤、 平田の次に位せるを見る。 されば新谷に藤樹先生の舊宅存す等と ともかく藤樹先生は新行には

V あ俗傳の信するに足らざるを知り得べし。

全集卷四十四第三十九頁に援引したる系譜の次に 11: 「真鳥彦太郎の女なり。真鳥氏八萬石の領主なりしに、太閤より無故これを召上げて一萬石に滅ぜらる。 の父は志津織七本槍の一人なる平野權平長泰とも云ひ、 総田信忠の重臣平野勘右衞門とも云ふ。分明たらず。玆に兩説を記し置 是に依つて一生にて真鳥家斷絶 (0 付 41:

|        |     |     |                       |      | I was so we had the little                                                                                                      |
|--------|-----|-----|-----------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| tu 16  | 六代  | 三代  | 16                    |      | 見付正なり少にした。                                                                                                                      |
|        | 源   | 勘   | 大<br>市<br>洪<br>泰<br>公 |      | 一正京都に<br>一正京都に<br>一正京都に<br>一田孫                                                                                                  |
| 右      | 之   | 右   | 田斯御                   |      | 助一十石三流上光过                                                                                                                       |
| No.    |     | 简   | 孫衙召                   | 戸田   | 父年二門にし加と鳥                                                                                                                       |
| 19     | 丞   | FT  | 则門間                   | 伞    | 高氏の別なり。<br>にしばく、知<br>にしばく、知<br>にしばく、知<br>で下の別とな<br>で下の別とな                                                                       |
| 过.     | 時   | īF. | 正正                    | 野    | 及切入日本                                                                                                                           |
| 及      | 敏   | 盈   | 度三男、                  | )家系圖 | 父リれ石行知身幾                                                                                                                        |
|        |     |     | 平                     |      | とこ上合加召事もつ                                                                                                                       |
|        |     |     | 野方                    |      | 凹時御育せて托〈死                                                                                                                       |
|        |     |     | 兵衛                    |      | 上で公をと近れては                                                                                                                       |
| 十代     | 七代  | 四代  | が弟                    |      | て自りへれ石と泰島                                                                                                                       |
| 茂      | 小   | 孫   | 313                   |      | 明泰得とをも知氏の暗二ず其もあ知鮮の                                                                                                              |
| 樹      | 傳   | 助   |                       |      | な正候後二たら間場                                                                                                                       |
| Œ.     | 治   | -   |                       |      | り。 尚不 に で と で で で で で で で で で で で で で で で で で                                                                                   |
| 臣      | 忠   | 正   | =                     |      | 平しるでは、一では、一では、一では、一では、一では、一では、一では、一では、一では、一                                                                                     |
|        | 順   | 純   | (代) 源                 |      | 家質兵二上し居島な                                                                                                                       |
| 1.     |     |     | 左                     |      | ※ そは 亡 加 。 て 死 に 間 の そ き 均 貨 浪 去 よ                                                                                              |
| +      |     |     | 衞                     |      | を得る後となっの光引                                                                                                                      |
| F 7    |     |     | 門                     |      | たに了嫡郎嗣日泰と                                                                                                                       |
| 嘉七     | 八八  | 五   | E                     |      | れりた第三人を変えるが、対は、たのでは、大変を表して受いるが、対して受いるが、対して受いるが、対して、対して、対して、対して、対して、対して、対して、対して、対して、対して                                          |
| 郎      | 代九  | 代勘  | 次                     |      | 22 1. 例 17 111 0 1- 本.                                                                                                          |
| Œ      |     | 右   |                       |      | に、ここの宗後すべ                                                                                                                       |
| 玆      | 自身  | 衞   |                       |      | 掲ぐ。<br>「石石を関の値」<br>と域ので加めば、物のでは、物の子真し、物の子真し、地の子真し、地のでは、地のでは、地の値では、地の値では、地の値では、地の値では、地の値では、地のでは、地のでは、地のでは、地のでは、地のでは、地のでは、地のでは、地の |
|        | 助   | 門   |                       |      | と感激で、一直を関する。                                                                                                                    |
| 嗣長子女   | IE. | IF. |                       |      | は、<br>は、<br>は、<br>は、<br>は、<br>に、<br>に、<br>に、<br>に、<br>に、<br>に、<br>に、<br>に、<br>に、<br>に                                           |
| 子和富    | 邦   | 朝   |                       |      | は家臣として被召 に任じ、加之大坂に任じ、加之大坂に任じ、加之大坂に任ずべき                                                                                          |
| 7      | 野宣行 |     |                       |      | 賞ににて、加<br>を<br>を<br>で<br>で<br>で<br>、<br>と<br>して<br>と<br>して                                                                      |
| 于《平防院長 | 復スイ | 3   |                       |      | 受け、対し、となり、対が、対が、対が、対が、対が、対が、対が、対が、対が、対が、対が、対が、対が、                                                                               |
| 1      | 4   | 15  |                       |      | き子坂ら、召遣                                                                                                                         |

# 三九、又四郎と盆田紋次 〔益田義則

藤原姓益田系統(略 增田石衙門尉、

13

和州郡山城 E 領二十萬石、

子息籠城之故二因テ五月二十七日於謫所賜死、 豐臣家五奉行之一人也、 關原陣後武州岩視工謫居、 享年七十

心 11 村 次 11] 上橋兵七郎、 兵大夫、大坂夏陣之節籠城 上橋又六郎、 關原亂後變姓、古川村核鄉增田村二蟄居 兄可村下當村港居

益川又兵衛

是當家之祖也

115

此時本姓三復 ス 1 雌モ 粉幕府ヲ憚リभラ盆 = 改、 地名 E 益川 初 1十改

[[]] 征111 又四 郎 業 器術、 奶 和歌 西 湖 熊 樹先生之門 人也

550

1:

115 周 完 75

[E]

第一手

Sile. 641

汽 沿信 П

省

総田安有衛門

好文學

平野先生之門人也

---

| īŋ       | in J | nj | 香间 | in J                                   |  |  |  |
|----------|------|----|----|----------------------------------------|--|--|--|
| 9 宗 盆田稻夫 | 冰    | 李  | 可  | 久————————————————————————————————————— |  |  |  |
|          |      |    |    |                                        |  |  |  |

一、現土 孝夫)

詳細は拙稿 藤樹研究の新資料」第七項参照。(藤陰)

# 六二、【附一】 永田權右衞門

伊豫の大洲藩士で藤樹先生の門人となつた者は隨分多いが、今回新しく發見せられた永田權右衞門は異色ある者として特

筆せらるべきであらう。次にその特色を列撃すれば

槍一本の功名により立身し、大洲初代藩主加藤光泰侯の孫娘の婿となつた。

大洲藩の門人では、最高線の五百石を受け、藩席次は七席の高位である。

職場馳驅の武弁のみ多かつた大洲藩士には珍らしい好學者。

五 四 肚年時代には氣骨稜々、一時は浪人までしたが、晩年に至つて文武を兼備し、稀に見る典型的の好武士となつた。 先生の門人として最初期(二十四、五蔵頃)に屬し、且つ最年長者(五十七八蔵)。

六、 先生の幼年時代の恩師、天梁和尚とも交を結んでゐる。

和玩 7: 時代(文錄年間 21) 永田横右衛門は先生と同 カ 山此 )に仕官し(二十歳頃 () 權右衛門は米子時代(三十七、 じく生國は近江。 )征韓役、 嘗て佐 關ケ原の戦に拔羣の武勳を樹 八歳頃)に暫く浪人する身となつた。 々木氏に仕 たが、 其の沒落後、 てて五百 石を賜 大洲二代藩主加藤貞泰侯の濃洲黒野城 その理 は り 由 は 藩 主 0 姪を娶つて權勢を

る。 [11] 池 さる。 児南野御陣屋(大坂屋敷)を守り居たりし者に御書を下され「永田氏大坂に在る由、 之に依つて權右衞門はなはだ鬱憤 氏の屋敷甚だ能き屋鋪の風説ありし故、 (大洲溫 古集 ١ 御暇乞捨にして立退きける。 永田權右衞門はなはだ所望に思ひ願ひ上げ 大峰公(藩主加藤貞泰、 見合ひ次第、 しに、 却 妻の伯父)怒り給ひ、 つて兒玉氏に下され 討つべき由」仰せ遣 け

蔵で藤樹先生は僅に十歳であつた。 ところが間 もなく大坂冬の陣が起り、 芽出度歸參が叶つて復び五百石を賜はり、 大洲に米子から着任 L たのは四十三、 四

等を樂 顷心 it 外 五百 大洲の上席藩士(七席)として平和 L みつ 石の高禄者にも拘らず、 悠及 r した。 孫の様な藤樹先生(二十四、 な後半生を送り、 當時の武士としては珍らしくも漢詩に興味を覺え、 五蔵)然も僅か百石の輕輩の學殖を認めて教を受け、 五十七、 詩 八歲

0) 大洲西 先 4: が大洲 Ш 根 を退任 稍護 山曹 して三年目の寛 溪院 に建 てら 永 n 十四年五月九日に歿し、 て 7 る。 年齡六十五、 六歲。 諡して何山玄肅居士。 墓は藩侯の菩提所

てわる。 潘政后革 4 植右衛門を稍 保守派の 孫の代に到つて兄弟に分知した爲に權右衞門家は三百 為に殺害せられて家も斷絶した。 弟の權太夫家は百五十石を繼いで、此の方は 五十石 となり、之より 四 代目 子 孫 0 も現存 權 岩

系 듦

PH 弟 子 並 **6**H 究 者 傳

125 先生全集 您之四 114 [丹刊追錄]

永 山 泰 公 御 江 泰公御代五百石 右衛 々木氏 七 不 1 有行 兵 信了 五百石石 三百五十石六十一檀右衛門正一 女子 加賀八左衛門妄 一歲 三百五十石四十七歲 八右衛門百初 10 也 権右衛門 11:

143

島彦太郎 泰公御孫 女

榷 女子 太 夫 正 常 万出 柳源五右衛 1 權 門妻 太 大 正 義 權 太 女子 大 義 教 Щ 本系

兵

衛

合当人 家中安

原據 記 大洲秘錄·大洲藩家 藤樹先生遺墨帖發行によって永様右 研究第八卷 號參照 E 錄·大洲舊 (騰陰 記 沙辽 • 直泰侯 0) 員號 3 彻 化水 得 たりの 正與 以上は之をもととし調金 L たるも のに して、 全部近藤信氏の

附三 郡安兵衞正眞 細

L

膝

樹

近 族

佶

係る。

全集第 冊及遺墨帖等に掲載 せら れ てゐる態 樹 先生 0 候獨 (此是格物致知之靈樞云々)の一 文は門人郡子に 興 5 オレ た山

が、 今回發見され た香渡富子夫人秘藏の真蹟本に 記され てわ る。

然らば那氏とは 常に調 作の [4] 如何なる人か、 難を感じてわ る。 その 那氏 略 傅を述 もその 外貌を描く事とする。 例 ~ よう。 に洩れないが、 元來、 大洲藩には家臣録が數種 大洲家匠錄 ・大洲 心欽 あ . のるが何 贞泰侯御 12 代滞 8 徳川 士錄 初期 够 は 石 mi . 過 田冷 に過 法

及郡氏忠兵衛家譜等を參照して郡正真の た 正眞の 加藤 先生門人の安兵衛正真は此の FI 係の MI 先は Ti となつて三百石を賜つ 不明 だが、 父作兵衛正則は伯耆の IE 則の長男で、 た。 11 時 米子 中村式部太夫に仕へて五百石を受け、 \_\_\_ 一百石 に生れ は高禄 二、三歳頃に藤樹先生 者中の第二十位 風すから、 十二代 慶長 2 人物 おに、 十四 手腕共に秀でた者に違ひない。 115. 藩主に従つて大洲に移つ 斷絕後、 米子城主となつ

酸に記 父の 九歳で 歿年は不明 オレ てお あ る。 る。 功之 だが 写 4: は延 は大洲妙 恐らく 寶三年 否 元服 Щ 一月二 K 以 在 削 り。 十五 K 逝 H 碑 面 二子 たの K は顯考 0 6 年齡 あ 郡 55, 正真 カン 5 推定 正真 公甫墓と記され は L 幼少に て六十歳 つき五 頃に て長子市兵衞 歿し 十石を減 た事 正屋 K ぜられて二百五十石と藩士 な が建 る。 ててる 即ち先生より

ととを記 正真の 傅記 L たも や地話 (1) が見ゆ は柳 るの く少なく、 みで あ 僅に先 る。 生 より 賜 は つた愼 獨 0 文と、 後記の「藤樹先生書翰」の 中には郡子が詩を作 つた

It 先生殁後、 藤樹學を研讃 し、

十歲頃 大洲に存 信士と稱 正真の墓標を儒者ら する先生 す。 であつた。 0 真筆本を寫し、 正屋の しく顯考正真 寫 藤樹先生 その學術を長子 L た 本は 公甫墓と建 詩 郡氏本とし 文、 書翰 市兵衛 ててゐ て價値 集 るの 0 正 屋 も興味 册 は K 授け 高 を書き殘 3 があ た。 詩文集に る。 ī 正 屋 享保三年、 も父の も多數 る。 時に資永七 意 を受け 0 好資料 七十七歳で歿し私に諡 深 年 となるも く藤樹先生を 夏 四 月上 0 が記 旬 敬慕 で正 され て空界 屋 L てる は七 て、

次に 系圖を示し 7 那 氏 0 参考とし t

那山 **作兵衛正則** 那二 安兵工 衙石 IF. 眞 那百 市五十石 IE 屋 治石質 女子養子治左 門正 衞 門妻 一衛門四 四男 市百 女子垣見 石實河田助 七 郎右 右 正衞門 衞 門娑 宣男

那忠兵衞友正一泰與公御代新知百石 忠兵衛友春寶新字兵衞三男

深 派 政 1E 証 造 實 市 兵 衞 哲 絕 家 七 3/ ガ 本醫專在胃

中

附 58 循 見は香渡 1:12 IF. 3 心 减 FIX 本 恒 忠 0) 兵 1 に郡 衞 E 子 0) 部 名あ ŋo 衞 必ず先 守 生の門人に IE 房 此 の姓 繁 を冒 治 せる人あるを知り、 郎 IE 方 E 又近 出 藤氏所 (大洲**豫**洲銀行奉職中 報 大洲某骨董商

hil 弟 7 並 研 光 者 傳

得

717

たる「藤樹先生書蘭」に「資永七年庚寅茂夏四月上弦郡正屋寫書之」とある由に付、正屋は前記の郡子と如何なる關係に立つか、或は父子な 文を寄せられたるもの、 前半は父正真の筆、後半は子正屋の筆とす。委細は藤樹研究第八卷第八號拙稿京都だより参照。(藤陰) ちんかを想像し、 近藤氏に調査を依頼したる所、大洲の古記録及び寺院を精査し、 义前記、書翰」の實物を郵答して研究に資せらる。記して経度の盡力を多謝す。 义大連に在る遺族にも女通して二旬を出てずして此 **尚一藤樹先生書翰」は卑見にては** 

#### 詩

# 一、(己丑元旦敬慕詩並序)

川熊

謙叔

中

子未、盡之志。而在,吾輩後死者。終不、得、解,其責,矣。宜,念,兹在、兹。戰兢深懼。夙夜匪、懈。 三同門之友,共以,或為,聖人,爲」志。而相與傳,誦講,明於遺訓。相與箴規砥礪。務致,良知。而淨掃,除意欲之攙雜。 四方諸豪傑同志。 師既盡發,聖之秘教二示二二三子。二三子道雖、未、傳、心。 塘,而無,川。近來覺,稍有,所,進。則夫子逝矣。已矣哉。吾復孰師事。孰刑儀。誰其箴,切我,敎,導我,乎。 得二大展。嗚呼天乎。何至二此極一也。吾輩之生。如三偃草棘薪。何益二于世。胡不之使三吾百身以贖。 否雖得三同 未」別」有一聖人之學。而民無」知」所」向。幸今上帝革命。天地交泰。聿降二生我哲人。肇使品開山關講…明聖學於我日本。幸哉。 論。 食欣欣然跳躍。 先生試毫之詩。則退而謹和」之。有:自詩。則敢進而請:於正。噫。今也則已矣。徒使上參:神位前:而追慕弗」及。 自三先師 上天果無」意,於斯文」邪。嗟夫。自」今而后。 尚宜、眷以佑保…護我先覺。而假」之以」年。使至大興以起乎斯文。 切磋琢磨。 予無.與樂二餘生。 推明而痛費中心骨分去年正月。四方之諸友。畢來萃二於茲?環二先生之講筵一而坐。或質」所」疑。或證」所」得。討習講 1、時而生。受」業且親炙。於戲。徵;;天子。幾;;于虚;;此生;矣。休哉美哉。天下後世。亦從,此永有,所;倚賴。天地鬼 在然既六閱 月。 於」是乎憤者必啓。疑者遂悟。憂苦者。狹窄者。窒者。滯者。功利之習。嗜欲之染。殆融釋脫落。明快通利。 則無」不下以以此學,稱以號人間第一義。天下第一等。而欲如終以身于先生之門。嘗與以同門之友。 亦皆以」倡川明此學」爲山事。 靜吾思」之。寐寤無」爲。鬱鬱如」癡。蓋至川於今日。嗚呼。命也已矣。天實爲」之。奈」之何。所」幸先 時維己丑之元旦。感、春哀慕轉深。 庶幾使此我聖人之神道大山明大川行於天下。傳山之來世。 道學將誰使川之振。后生將誰使川之誨」乎。熊也不」類。自」幼雖」親川炙於門 而德音猶在」耳。 嗚呼去年元旦及」門之諸子。咸拜二尊顏于堂上。嘉二新正。有二 嗚呼。詎謂上夫子之壽。而遽止,于此。夫子之志。而遂不如 固立一其志。 雖一聖人爰難。今方矢、靡、他。 以冀如成二吾夫子之志。乃門 而顧奪三吾夫子」之速。 以永庇中於無窮的 吁嗟。予已無」所 私相謂曰。我國 慨焉永嘆。 尚望下我 此 719

門

騰之幸花。 實天下萬世之幸述。 否黨隊 协

个几 參神禮已得。 退前 間坐。 傷感摧慕之除。 河域 中部 以澳二

心懷。 父即注二片所は恋 竊告我同志。 以、以 相哭。 11 以相然。

173 inlj ... 信 官 旋 13 否 克永 it 嘆 列門 鲋 小 能 [:1|] 1)13 in 今 H 惊 中北 firji 111

CE 装 胨 村 ( 75 ( 75 浉 松 -从: 協 71. Part . 实

> 则 這

所

頼

:11

教

1[1]

17

50

礼

舰

int.

1:

下

初

iil

(附記) 斯篇紐田義則題二中川子傷之文二拙稿 125 树 研究の新資料、蒙看。 (縣院)

任 逆

### FF 詩

中江先生於、洛令、傅、受筮儀於嶋川子。 臨別賦 沙诗。 順 Щ 子行門 利 -0 四军 自身。

和 電

恰 似 SIL 念. 沙 王 湯

立談

1

K

災

彈

九

115

會 驯 期 到 1: [!!]

HI.

Щ

須推 [1] 177 から Ti

某

赤 羽 長

命 先 住開 伦 FIL

FF

人德

10

収

仁

亦

谷

111

演 再升

就

精

Zing.

战

完

知

初

败

致

在

红

(irji

表

页

天

和

韻

**庚辰之鷄** 

川江

々(九百一

楼册

照八

邪 說 priz 應 命 卡新

-[1]: 人 却 胀 Hi.

偷 真。

挺 然 獨立 1/ 從 心學。

天

下儒

風

f'l

此

标

720

III.

先 生 化導 任 江 新

子 [六] 村 此 得 眞

弟

和 順

積 中 發

回

權

小

III

辰

再拜

英 臆

山

肺

肝

春

葉

樂 花 震豐

[1]

来 [4] 不具 進

修 新

[ii]

和1 氣

從容 内 外

眞

朋 自 遠 方

來

萃

處

成蹊 桃

李

枝

春

中

JII

熊

四拜

異言 俗學

111 惟 新

Li. 我

缚 師 明 聖 真。

天 運 循

環

寧

不

復

Ξ

皇

政

敎

若

陽

春

谷

JII

左

再拜

[ii]

新

森村子遊!原之門!云

(四第

百多照一

格

致

部炎

修

德

H

赫 然 心鏡 照天真。

團 和 氣

程

明

道

感 儒 門 有 脚

春

觀

森村子從 三父令二而 歸三粉 里。 臨 别 級 章

以以

餞

行而

赤 33

長

再拜

講以終」篇。及二孟子之首篇。森村子從二父令。遠催二季中之行。爲"歸侍二父母。 一贯。

山

權

---

文 1

111

弟

-1-

11-3

石

沙

惟

幸

Min

」別同志皆賦」詩以餞」行。予亦不」得」已綴二野詩一章」以效」顰者也

二五爾。

石牌幸侍

三順

师

先生四

吉譜筵之列。

求三心

學一 因

論

11.5:

臣

您天

4/3

15

却

交

令|泰

Щ

安。

家

庭

勿忘

師

門

教。

网

顯

公

私

都

昭

錦

惟

幸

惟時多之中。

寒氣嚴凝。

李菲文縱

横。

雖是

不

便一族

行。

721

行 省从 親 寒苦 11 心立厥

交

遊

11

裡

脏

切々一貫孝。 膝 . k. 致 温战 14 辿

神

也 而切磋日曠」馬。及」別慰曰。詩云。 過二壬午之孟冬。雖以 可」說。不」可」怨矣。於」此不」得」已綴言野詩一章」以餞」行云爾。 三愚之不肖。 然順二先生之命。 他山之石。可以為此錯。 來而交三際於同 惟時實然矣。 志。明 年二月之下澣。 益原矣。 乾坤吾人之大父母也。 大田氏有:東奔之命。自患是離二回 思子之東奔感命

看 祭 惟 幸

熊

澤

再拜

1-哉天 王 女於 成

侍坐之次。 因,先生之話。得,聞,都子試翰之佳作。退而咏,喊之。 應水 遠 近 [1] 志 情 相 逢未久公東行。 恰 知行日新之功。溢二於言表。思、齊、馬之餘。 如春燕與秋 鴈 司 二日 751 遠附

困 鑑 惟 於潮信以述三德業相勸之情三云爾

赤

羽

長

再拜

天 經 地 美

了支。古人詩云。 處。 吟二成五箇字。用二破一 枝

生心。又

故道益甫和二吉忠丈試觚之高詩。予亦廛一高韻。以蒙一先生之斧正。不」忍」錯一之於中笥。而遠寄一於坐右。聊庶一幾責善之萬一一 以藤樹門下小子。 ·惜一生心用。在:五字上。 雖一木二等學中作 と言う 此言甚當。某案不工作」詩。亦非以是禁止不工作。但不工欲以為以此閑言語。先生從以此賢範。是 而志倦體疲。則效"顰於周程邵朱之詩法。以當"游"於藝」之支。而爲"窮理之一助」焉。

云爾。

訓。

可

問

詩可

學否。

程子曰。

郎學詩。

須,是用,功。方合,時人格。既用,功甚妨

諸

生

共

旗

孔

囘

吾子先余

ili

眼 開。

識

周

還

中 規

伏 艺 採 納

安宅 克 私 回。 業

戲

市豐

門

T

-11:

元

日

先生斧 正此詩。有

溫故知新之功。珍重。

德崇正路 開

傾 說

(II) 求 夢 中 遇

清

君

期

行

和 泛

梅

山

田

權

小 JII

仙

| 門弟子詩文集                                                       | 昭陽協洽之三     | 藤樹南枝先逢春。 | (失 題)    | 古往來近不易方。 | 和  | 聖學與隆自北方。 | (失 題) | 山立海受靈臺康。  | 題。仁人之安 | 感春磨盡鏡中塵。  | 戌寅元旦         | 乃禽乃獸廢。天職。 | 叉            | 道唯在邇反求身。  |           |
|--------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|----------|----|----------|-------|-----------|--------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|-----------|
|                                                              | 三朝。  熊澤子斧正 | 愚亦感風心志新。 |          | 藤樹門弟化豫陽。 |    | 芝蘭風化同春陽。 |       | 上天元德人性綱。  | 宅。     | 照看忸怩陷溺身。  | (體認積於中簽於詩者乎) | 須存心以養其德。  | (無]作意之新味 如何) | 百叓一原無極眞。  |           |
|                                                              |            | 猩々能言不別獸。 |          | 吾子先我德化馥。 |    | 天命一德豈不敢。 |       | 昔無始今豈有、墜. |        | 戒懼審幾宜止善。  |              | 惟精惟一執脈中。  |              | 天若不誠奈,何物。 | *         |
| Annali<br>Spend<br>Spend<br>Spend<br>Spend<br>Spend<br>Spend | 神山         | 吾終欲殺身成仁。 | <b>國</b> | 請格罪心成災鄉。 | 神山 | 孔道富貴戰心鄉。 | 森一村   | 堪斯春來梅花香。  | 熊      | 克思作、聖舜何人。 | 小川           | 聖學成功從此得。  |              | 紫古        | (紫紅千色是斯春) |
|                                                              | 傳          |          | 大        |          | 傳  |          | 權     |           | 拜稿     |           | 仙            | J         |              |           |           |

**春陽色今朝新。** 先覺於寬化導真。

1/.

遲速吓明後學錯。

損身道经兹成仁。

祭禮あり、 十二首 其背不獲其身云々の一交あり、次に四書正文大學あり。古本大學の文なり。次に和文「君子」「小人」と題する其計二十首の短文あり。 年戌八月二十日の文字見え、〈是は筆寫の年號に非ずして、 而して編者の見る所を以てすれば、 1 み方と一致し、 詩は之を城せざり 衣川 の子なれば、 111 百首並序を載 以 川機の和 上十九首十二人の作は近 次に林氏剃髪受位辨あり、此文の末に資永七庚寅歳夏四月上弦郡正屋寫書之の文字見ゆ。次に語錄解義三行あり。 而して加藤傅左衛門の作とす。 或は前半は父正真の筆かとも思はる。此の十九首中第十一首に赤羽長の詩あり。 再刊本戸田氏本のひとつの しも 削 すっ の詩によれ 0) かくて後半 に非ざるべ ば、 藤信氏發見に係る「應樹先生書輪 前半經解詩文和書の部分と大學考以下とは筆寫の人を異にするものの如く、大學考の末尾には萬治 きか。姑く臆見を附して識者を待つ。 は郡 郡子を呼ぶに吉忠丈を以 正屋の筆なるべきも、 前一首 せとやと讀むものと一致せず。へ藤陰 後に あり、 成本に此の年紀あり、 てせるが如し。 先生の作とすると共に、 前半は何人の筆か明かならず。近腰氏の報ずる所に依れば正屋は 中より收載す。題簽には書輸とあれども、 尚此の寫本によれば全集第一册二〇六頁和歌二首の中、 而も郡子の詩の載せられざる點より見て、或は謙して自作の そのまゝ記入したるものならん。)次に江湖先生祭儀 世をわたる一の星は時の中とし、 中に郡子試翰の住作云々の語見え、 中には紹解、 全集初版既載の 詩文等か 次に細 歷門郡 义 北 例 1)

### 國字牘

# 三、(小川、髪)勘右衞門より佃彦六に送りし書翰

(--

大坂迄之便宜二大洲へ狀遣申候間致三啓上 承度存候。 拙子も無異ニ龍在事ニ 御座候。 一候。其後者久々御書狀も不」申二御意い 御遠々敷、 御床布奉」存候。 彌々御無事二 被レ成 145

國領五郎殿相果候由、 《何承度奉』存候。息女ハ田上氏へ御有付候由承候。定而相續義も御座有間敷と存候。 大坂金左 ヱ門方より中來、 扨々驚入存候。 今一度致 一麥會一可 少得 御 意一と存候處二 残念至極 -15. 1 ---御 143 假 跡

之事なつかしく存出迄 貴樣御事近年御病者三御成候田 二御座候 H 外被 仰下候。 如何無一御心元 一本一存候。 拙子義もはや茂能寄病者ニ 成申候而、 事之外草臥申候。

告

H

1 200 近 排子亦 ジーが 111 かんく 仰候とて共儘 御暇乞を給候様ニと被三仰入一候。 一部成本公之務難 . -當地一來申小難 で御座候。 大七 主し 段能主ニて何之氣遣も無一御座一候へ共、 以勘右衛門 不上被 がれ其居中 で御座候。 報意申候處二江戶ニテ玄落殿より采女正方へ使者ニテ被! 111 此 候の より中越水候。 彌々奉公も不」仕、 上者もはや可以致様も無三御座一 以成存候故、當春三月二暇之訴訟檀那へ申入候。 押返許而 所二て無之と存候而之事 成候間の 11: 元、 同志も無二御座 訴訟申候 暇給候様ニト中入候處、 然共勘右衞門義八近年、 檀那被」申候は病氣は少も不」苦候。いか様ニも心次第二養生仕候様ニ可 可二龍在一事、 一人共 一候間 将明不」申、 所がら悪布、 御座候。 致二雄忍一罷在事二御座候。來年に成候ハバ何とぞ致二分別、 快も存間敷候。其上二暇申訴して緩々と心儘に致」養生一候ためにも御座候間、 學術之御務、 采女正、 病氣ニ罷成奉公之務も難」成由 里」仁爲」美と文宣王の御示し二候へ共、 拙子爱元へ在付申候ハ、松平美作殿御息松平玄蒂殿之肝煎ニて御座候故 風俗宜しからざる所二て御座候故、 如何と無一御心元一存候。 事之他、 檀那朵女正江戶三被」罷候付而、 一仰入一候 念ひぶりにて病氣ハ如何様ニも心の儘 小川勘右衞門義、 二御座候。 愈々今 拙子義ハもはや餘年幾程も御座有 新參之義、 當地家老共方より檀那方へ申遺候。 度、 心に任せざる世の 御暇之訴訟申候處二念頃二被、仰 以二面上一及二御話 一申付一候。 訴訟可以仕と存事ニ 一奉公も不」仕候ニ御念 二養生仕可二器在 this 暇ハ遣申間敷 度念 吾も人も 願迄 御座 間

次月十三日

初

14

狗

140

间

115

1

1:

恐惶謹言

小

Ш

勘

右

衞

門

倘 10 八 1: /i. 右殿 也 不上承、 御な 0 カン しく存迄ニ 御座候。 拙子義 ハもはや 兩年の餘命と存候 ば、 入人 御床敷奉」存候。 萬々期日

後音候。以上

\_\_\_

乎此 100 100 去八月廿 MI 尤 111 迄之便宜一 俗 なひ不 御 47 14: 九日之 候 **風之声二存候** 1116 山中御氣之赤 排 人而不三百得」と中 16 -1-相归 なども常所 致 序 對話之心地仕入 二思召候山、 J: 爾為 一候、 = 例 先以新年之御 脯 我為し我との ME 御尤 發 間のさたも 致上上復 明 ニ泰」存候。 而御座 慶日 一候、 柳下惠の發明、 不」仕、 出 候。 貴樣御事御病氣に付而、 度 作し去、 申 かい 納 遗恨 樣之格言能々御來認被以成、 々御無事 素高貴 千萬なる躰 今時學者の端的二て御座候。 1行二乎官貴。素 而暮申候。 御訴訟被 口 レ被 三貧賤 三仰上 境ニ隨で自得之御愛用必□御座候。 以 レ成と 面 一候山、 一行 御友も無三御 1 珍 三至貧賤。素三夷狄 甫 一得 奉レ存候。 ほど遠御座候 御 意 座一獨學一入御 一度念願 拙子義 沧 一行 へば左様之義も不」承候 も無異 一乎夷狄。 御座候。 不幸 如如仰 致 三思召候段、 \$ はや餘命

14

弟

子

詩

文

集

ほども御 座有問敷被 不候 - \ は、 入御床 败、 朝夕いにしてを存出迄二御座候。

- 和川村與兵 國領氏跡 來意 小太事 H 御父子 永川八右衙門殿、 存出苦々數存事二御座 神 かまひ御放免被 初町 末子二被 伙 沙 食 仰付 H 候 段之義其二御座候。 lil 珍正二本一不候。 作上去、 息女有住候段士黍納、 金左衞門、 手前替地 被 仰聞 二ても 珍 粉 小干秘二 不し申 候山 存事 笑止干萬 存候
- 去私之風 担 其御地 y 過分之事 = 御座候山、 常地も御同時二 て御座候。 打練たる世間之為。躰、 如 何々々、 小 萬之期 11 勘 後晋之時 ti

IF. 月

**狗以娴** 々無事 々可 = 福在候。 御息災一上 何事も Ti ri 而可二面上一候。 H 度なし存候、 以上 去秋者卑妻 方へ御言傳被」成系泰」存候。 被 山掛 御 心意一奉」存候山 不 8,9 共

先

#### 解 記

た最初の 小 川勘右 人であ 衙門は藤樹先生門人の る。 時に寛永十三年、 小川覺である。先生が大洲で仕 先生二十 九歳であつた。 官中から既に数へを受け、 致化されて、 近江 に歸られるや、

代(名義上の初代は父の)の小左衞門家老として基礎を固め、その高名は今に俚謠として殘つてゐる點から見ても高邁、深遠な學德が偲ば 8 H 決定ができる。 珍六と同 勘右衙門 一は大洲 一人で第一の書輪を送ってから半年目に改姓してゐる。新谷藩の家老である事は文中にある人物は全部、 拼 する記録は小川與六、 200 手紙を造す序に、 佃彦六が藤樹全集などに出て來る佃叔で、 は神南山に徳川彦六 隣藩の新谷(藤樹先生の致仕前の藩)の家老である佃彦六へ書いたと斷つてゐる。 百五十石とあるのみで本書翰 藤樹先生 仁依 いって研 から特別の指導を受け、終に人格、 %す れば其の 外貌 掴む事が出 來る。 識見共に高く實質上 伽彦六は背翰 新行藩 上である動からで の新谷藩初 宛名德

神南山 非 は 藤树先生に師事した爲であり、 は新谷町 0) 前方にある大きな山 且つ先生の残後は、 6 一萬石の領地 には大き過ぎる比喩で、 本文の如く小川登に数へられる點が多かつた為であらう。 徳川彦六は説明を要しないであらう。 斯く彦穴が立派になった

3 扨 任 地は風俗悪布、 川発は大洲藩退任後は書翰一 作 の教育には不適當な にもある如く美濃の竹中采女正に仕 地だから篩職方を申し出てゐる。 へてゐる。其の周旋方は松平美作守の息、 然し理由はこんな簡單なものではなく、 松平玄蕃等と書いてある 文意の奥 に學問を以

如

新谷

一萬石に過ぎたるもの

長嘆思してゐる點は同情される。 つて奉公が出來ぬのを慨嘆し、 自分を認めて働かせて臭れぬ土地に居る事の不本意を述べ、 風俗類廢の矯正 の如何とも方策の無いのを述べて

に望郷の念は上りがたく、 夫婦共に大洲の故地を望んでゐる心情には一掬の涙を催すものが

てわる。 書輸一の國領五郎殿は五郎右衛門で近江出身、 然し書輸二には跡目相續が出來でゐるが何かの都合で後に絕えたものと思ふ。五郎右衞門の從弟太郎右衞門は藤樹先生門人にて近江 國領次郎左衞門(百五十石)の長男で新谷藩士。 大洲藩家臣錄には國領五郎右衞門斷絶となっ

その妻は彦六(個叔)の妹に當るから、 家老として適當に取扱ったものであらう。

の尚々書の五郎右殿は大洲藩豕老千八百石大橋作右衞門の宋弟で佃彦六からは義弟に當る。

でも左遷されたが、 の和田村與兵衞の記録は不明。 是も失敗したので困つたものだとの事。 金左衞門は大坂詰であつたが、 何か不都合でもあつたか、 自分の居た替地へ現在の伊豫郡

太は近江消生郡の家老、 一尾仙織。 本全集にも屢々出て來る人。

# 四、(小川(仙) 久左衞門より佃助九郎に送りし書翰

餘書系拜見候、其元御無事之由珍重三奉存候、 大义左事驚入候 當地無異二 罷在候、 御心易、 可被思召候、吉田新兵衞方、 無別儀罷在候由、

サと その府迎 《御僧認》 市右衞門も むき跡に一御物 御愛川底の行 4/9 思ひて 可被成候、 御座候 油斷仕事に候、 御心を被付工夫、 加りの 能々御受用面 能御體認被成 の心つか 屆候、 知行兩件ニあらざる事、 111 中越 御讀書ニて御合點申由珍重ニ奉存候、獨學ハ讀書ニテならでは成不申候、折角之勵行希候將迎のすくみ御座候由、 小中山 候 油斷して一念の不善を、たどさざる所、即行はれざる所にて御座候、 被成候分にては成不申所にて候、 ナニて、 定而 力を御出 追付 悔ル心ばかりにては、さして益は無き物にて御座候、 語り申度迄ニ御座候、 下り可申と奉存候、 し可被成候、 明白ニ知申す意所ニで候、 知行合 戸田氏國領氏追付御供にて御下りを相待被成候由御尤二奉存候 大津へも人を遺候とて状など相認忙々然故、 外物を御忘れ無之故ニで御座候由、放下に力を御付可被成候、 一の發明傳習錄の外、 知行分テ兩件となすに因テ一念の不善あるをもいまだ行にあらはれ 別ニ可申様も無御座候如好々色、 つかへ申所は悔の深き故にて孔子ののたまふ憤と 然れば知行合一を能合點 恐惶謹 如惡 せざれば受用は 々臭の意 良知に力を御 三て能

左

JIJ 花押

二七

門

1111

助

九

郎

樣

YI.

胨

**扫先性全集** 

卷之四十七

(再刊追錄)

#### 解 說

と小川喜代藏氏は述べてゐるが、 となった。弟の何も兄 11 111 久左衛門 は曼の弟の仙で、 と同時か又は少しく遅れて入門し、 書翰中にある、「大津へも人を造すので忙しいから擱筆する」とある 任地は明瞭でない。藤樹先生が大洲を僻した翌々年に兄の覺は、早くも近江に遊學して、 學問の進むに從つて大洲藩以外の地に仕官したものと思ふ。 點から考へると近江より東 播州 先生 赤穂らしくも W. 當る事 初 (') 門人 ある

とし 电相 谷家老として藤樹先生と一緒に大洲藩より分れたが、新谷侯は十年間も矢張、大洲に住んでゐた。その間に小左衞門は死去し、 宛名の個助九郎には異説多く、 た。(近藤教諭も一時は此の如く考へたが、 一谷家老は個彦六(徳田)で助 老の家を継いだが、 大洲藩は小左衞門の功を認め 九郎 一説には先生の致仕した新谷藩(大洲藩の分家)の家老、 は別に生存してゐる。 後來精究の結果、 即ち大洲藩士、 7 長子助九郎(後に市郎右衞門賀永)は大洲藩に任用し次男の叔(彦六)を新 別項門弟子傳に考證した如き定説に到着したものである。 伽小左右衛門の長子が、 個叔とも言はれてゐるが、 助九郎で次子が彦穴である。 登の書輪 藤陰 長男 1: (') 衙門は新 から見て 助 行 九郎

吉田新兵衛も先生の門人で近江を訪れて教を受けた者、 本書前 洲藩の家 رزلا 九郎とは義兄弟となる。 に出て來る戶 老大橋作石衛門の弟 田孫助は先生の門人で、 何れも大洲藩士で助九郎は是等が參覲安替で歸鄉するのを待ち望んでゐる樣子が知られ に関り、 新谷家老の佃港六とも線室結んである。 娘は吉田新兵衛の長男の妻となり、 その妻は大橋又左衞門(大又左)の娘である。 國領太郎右衞門も先生の門人で妻は個氏 大又左は藤樹先生 るの とは特別 より費つてゐる 114 係 (1)

深

衙門は作石衛門、 又左衞門の叔父に當る。

以 上の人達は全部、 を通じての 大洲藩士であり、藤樹門人で、大洲家老大橋作右衞門とも各交渉のある點 仙を見るに、 知行合一説の理路整然、 結論は 傳習錄 依ると 断定した所など蘊蓄の は興味がある。 深さを示 小田 を引用 して、

至助九郎に與へてゐる事を見ると、人物識見其に藤樹先生 る事に 0) 高弟として恥づかしからぬものである。 證明とならう。(一四、一〇、八)

依つ

誠

0) 程度

0)

11 上國字牘全部並解説は近藤信氏執筆に係る。 て仙の 型

に與へた教訓と久左衞門のものとが全く同様の内容であ

先生が佃叔

一、藤樹先生全書序(頁参照

青序 (**頁**参照)

三輪執

齋

、藤樹全書國字序(亞墨京)

三輪執

齋

# 二、藤樹先生書卷序

土屋。弘

と、江口、 价额先辈。 河上與知 計二論學術。蓋有上等二點於王子當日,者是吾又聞之之。 鄭琊釀泉開。日夕環:龍潭:而坐者數百人。歌聲振:山谷。今忠卿所」居芳野稱:海內名區。三朝皇居之跡。 然一者的 →釋→手。遂跋□共後。又屬…余弁…一言。』夫藤樹先生之事。諸子賛論盡矣。余復何言。 竹以下數十家。 **发人**角田忠卿。 という 器先生學出 其幽泉怪石。 彬々達中共才的 則此卷到:此山。豈可」謂:個然:耶。」抑吾更有」望焉。 奉.. 職於芳野師範黌長。敎務餘暇。喜蒐::前賢名蹟。偶獲::藤樹先生書致良知三大字及手簡 題跋其焉。 ·|於陽明王子。王子學以:|致良知:|爲\主。先生所:|以書:|此三字:|也。 吾聞王子在:|除州:|也。 意者亦必不」讓「琊琊釀泉。而忠卿督」學於此。雪之晨。 則此卷有」功二於世。果何若乎。 有下辨二先生學術一者。 有上表二先生志識1者2 熊澤伯繼爲二一代傑士。 此蓋忠卿所以賞玩不,能」釋乎。 黌內生徒進修不,解。 有上欽二仰其德一者公 月之夕。 而出一於先生門下。 無」已乎。 携三冠童。 有片稱二數其行一者的 而屬一并言於余。亦非一偶然」也歟。 乃希片德行如二藤樹先生。 遊山水。 其去: 備藩 也。 請言上此卷歸口忠卿一有事非 萬株櫻花之美。 道。 或咏一歌志氣。或 忠卿賞玩不」能 與門人一遊 寄二跡此山 穀堂中齋小 材略如二 三遨 三偶 729

景

21

11

二九

**鐵華寺院雜志陽明** 學第六號

ては藤樹頌徳曾發行「藤樹先生を語る」中の紫水君の論文(四九頁)参照。(藤陰) 世傳ふる倘友卷なるものの三大字亦是に外ならず。書簡は載せて第二册五五二頁以下に在り。 是存日精之助氏所報に係る。唯角田氏傳來先生の書簡は眞蹟なれども、致良知三大字は精光の結果敬寫若くは偽錐に屬するを知れ 景印亦同處に在り。 三大字の筆蹟

#### 跋

### 跋

言

書愛樓日

改二寫此編一仔書院內公文雖」匠、美。 藤樹先生在二江之人溝一講學。 尤以一德行一著稱。 而其爲一德行君子。則可」知也。 其所」創書院今尚存焉。余往年漫遊來」此。 乃係以二小言二云。 得一觀二共過十一 頃者大清疾將

安政五年戊午小春

八十七老人 齋 藤 坦

坦佐記藤 大道

(附記) 著に至る岡田氏全書と同一内容のものを平記したる)の後にも此の跋言を載するあり。今は春日精之助氏所持の木版による。(藤陰) 是は木版刷より採る。遺書の何たるか不明なれども、京都山口淡水筆寫に係る「藤樹先生全書全」と題する一册の寫本。《經解以下雜

# 跋藤樹先生真蹟

吉 村 晋

秋陽

格墨一視、者矣。天保十四載。晉適一江西。展一湖先生之墓。問一所、謂藤樹書院者。跨」堂拜 右藤樹先生書蹟。凡六十八字。大溝藩恆河子健所」藏。端穀溫粹。有道氣象。流二露楮墨閒。俾二人仰企弗」已。 12 屋後藤既老無、花。 是果何物哉。 淚涔涔下。 循下過二書院 因復慨焉久之。〈讚我書樓遺稿 一時。也。蓋夫有形之屬 亦舊物也。追川想襲昔。低徊悲佇不」忍」去。已還,旅次。子建偶出,此幅。請」題,職其後。操觚之際。 有,時而必聚散。獨不,,待,形而後立,者。終無,,窮盡, :神主。覽一遺物。 皆方春季。 故能有二曠世而相感者。 乃固不」可以以 風川職

附配) 成すに 0) 思師故吉村彰先生の 香. 此 0) 1)0 女秋陽先生の讀我書樓遺稿中にあるを知りつく、 同氏は同倉事務員を廣島市淺野闘書館に派して書寫せしめたりと言はる。 祖父に當らせられ、 所謂曠世にして相感ずる者あり、 底本を求め得ず。 望郷追慕の念に堪へず。〈藤陰 後に廣島縣教育會主事松井善一氏に依囑して、 兹に記して隆情を敬謝す。 因みに 秋陽先生は編 漸く本稿を

### 跋 中江藤樹先生手簡後

春 日 仲 淵

白水

右應樹先生手簡。 以窥一先生德之一班」也。 先生之烟成 11 其子孫今尚在焉 [ii] 吾得二江西大溝恒河竹陰之家。 丁酉仲冬平安後學白水源淵謹跋。 一人。 嗚呼。 先生之風。 竹陰先人潛菴翁之高足也。 高山仰止。 (白水文稿 景行行止。 靄然被二人世一者。 大溝距三小 川村一不」遠。 如何 也。 而 中 今此短簡遺墨亦可 氏 村或氏中 亦大溝人。

#### 題

### 题 致良知三大字後

學焉師

近世清 皆以。其人之有二道德若事功若氣節 國有三鐵保氏者。 士、以詩名、 尤工書法、北人論書者、以劉石庵≾覃溪爲鼎足、字治亭、東鄂氏、滿洲正黃族人、乾隆三十七年進 老上 而其徒以二書而已一者不」與」焉。 輯二一法書。 余甚欽之。 名曰三人帖° 至三我 盖取,自川宋范文正公,已下十數人。

皇國。亦代不」乏」人。名賢筆蹟存」遺於世。 如一翁者。必為二之形冕。 弗√愧□夫帖中諸賢」也已。 如三藤樹翁此蹟」是也。 因 一漫題」之。 而今未」聞」有片彙輯勒」石 傳語將來一者的 若果有点其人。

癸 木 榴 月 朔

江都 齋 佐 藤 坦

識 坦佐 記藤

大道

則

(題:致良知三大字及書牘

竹齊

篠

崎

丽

余家自 先生所言自著。 三先人時 細字十分 州成 除行穿施 樹 先 生第 乘 温点 薬。 余常欽三其語之篤實。 得三之於伊豫大洲之人。 而惑三乎書之甚拙」焉。 大洲先生所二嘗筮仕 今觀 也。 二此致良知三大字及書牘。 其所、錄自反乙說。 末附 三愼 筆意吻合。 獨

景

慕

Est.

文

乃信三所入職之非二處鼎一四具聖住 轉表為仍正之義 而益可二寶襲一 豊非」幸哉。 贖中所罰能左七。 當,是蕃山先生。余本、得、觀,其真

蹟。備前藩必有1藏之者一石石或獲為。 則亦請見」示。

復月 汽车

題 油 148

> 學 人 弼 書

小

竹

**弼**锋

弼承氏

貫 名 海

屋

世。莫、所、不、及。然常稱三之鄒鲁。事固不、能、無、選近親疎之差。非、以、其近者親者乃必其有二不、能、譯者在一乎。 五嶽天下之名山也。然有二方嶽之事。各有八所入奉。 矢 管晏天下之名臣也。然齊人固知」之。聖人之道。 共流風餘的。 不一大下後 藤樹先生

歲乙未孟春之月上元之日觀畢題於鴨厓聞口之寓樓

天下之名儒也。愛"其人。施及"其書迹。殊重"於江人備人」也。

貫 名 蓋有」類二於此一矣。

苞

世 省

以上三通は「何友」卷中より探る。 岩波書店編輯部布川角左衞門氏所報に係る。 正文中の細注は編者の附する所とす。

# (書人西鷄日詩後)

之見輩。如「羅山春齋諸先生」大模皆然。以」此親」彼以生「輕蔑之心。則爲二大惑」矣。淡海益田喬可五世祖義則從」學先生。家 藤樹先生人品德行之高。天下所、知也。 予义何贊。 當山此時。天下大亂之後。文運未入啓。辭章之學。鬱輔不入通。 遠不」及三今

大

田

錦

城

也。 世々傳三藏其乙酉鷄日詩。先生真蹟。 使"先生生三今日"共詩文党出一今日風流才人之下一平哉。

世已而一有。

則是天下之鴻寶也。

可不三珍重一乎。

唯共詩朴拙。

則時便、然也。非二先生

文政三年庚辰三月端午

錦城老人 大田元貞才佐父識

元大貞田

公幹

錦城

名 菘 翁

貫

則 是言。雖一有一元物一不如「無二先容」也。 藤樹先生真跡乙酉鷄日試筆作 不」信。不」信則無」神。 家亦以 二此幅一備三及證一六。 今此幅於三展玩之間? 一首。 頃介:小島子愼一寄二不余」索,題言。夫明月之珠·夜光之璧。 湖上益田村益田可平氏家所」藏。 以一里人之明。獨言一以、貌失一人。 有二萬然欽挹」者。信」之也。 即其六世之祖義則。 雖」有二令名君子。 雖、然非三不刊之良德。 則先生之門人也。 覽:其書跡。往々不」免:「疑猜。 亦無」由而到。前人按」劍而視」之。 安能得」如」此。 以三其傳之正一也。

癸丑之正秋

明記) 以上二項近江盆田孝夫氏藏幅より採る。

名 苞 題 貫名 貫名

貫

三、(書國字餘酲經宿書牘後)

(藤陰)

川田

以上藤樹先生之蓮嚴。且有二餘配經宿之言。 禄常故紙—同 发起三與語。 補明的於破管上者。 所謂天真者哉。 **樓嶺侯一見大驚。** 可」知古人天真流 裝爲三掛幅。 露與二夫偽君子務自揜飾者」 逈然別矣。 實奇遇也。 賞鑒家以川其糊痕汚紙字態不以鮮。 此書蓋小川邑民某所上與一 或致、疑。 是皮膚

安政丁巳冬

東京文理科大學助教授加藤仁平氏藏幅より採る。(藤陰、

JIJ

田

識

四、書藤樹先生明德圖說持敬圖說後

春

日

仲

淵

院主吉本子襄。子襄宗。陽明王子之學。 右圖 沈一家 係 藤樹先生之著。 往年先人潛菴翁。 共後交游不」紹。 得三江 乃出 西某氏。 此 圖 爾 說 來 以贈之。 藏」家久矣。 因 四書二其 今兹 丁酉之春。 由於後一云。(白水文稿 吾 來 三東京。 偶訪

五、書藤樹先生真蹟後

號

蕊

詩文

集

大溝藩士 竹陰 恆

河

健

 , 後精。 言于 使人常存思為一先生 有物有別。 健等夙夜服膺。 一之心。則可以不以憂,德性之不一流行一也。 民之重,華。好三是懿德。人亦執無三是心一乎。 動以不」息。乃德之流行。可:以庶幾·矣。 使一人不口存上落一先生一之心。 獨思不能常存了馬耳。 遊乎。祖君之獲I此蹟。其意因遠矣。健等可」不」勉哉。 祖行听獲先生此時。 則不能被人欲之為言言 に調節 

(潛花弟子錄)

### 六、(與,恆河子健論,藤樹先生墨蹟) 京洛上加茂 梧花 Щ 本 徒

人。然而人與」書視為三一途。故其人死而其書與」名又隨湮滅。其存者鮮矣。 溢於字畫點墨之間。 令二人敬敬不上し。 生之書。時方以爲天下難、得之書也。何者先生之去、今也。 为存不,能,無,感焉乎。吾兄購,得先生之昔。而日夕展三玩之。所謂有,感,悟於幽淑奇拔之氣,者乎。有,自三得於字畫點畫之間 者乎。抑又欲以上先生之所,以存,者,而存量焉乎。吾兄購,得先生之書。其偶然哉。 有以教力之幸甚。天保十三年五月山本季護白(山本梧港遺文) **香然缺三音問**。 懶何 可了言。然千里獨一思尺。情懷常到。不了知是百兄之念」僕如"僕之念二百兄一否。 **豊以二書技之巧」而能然哉。** 既二百有餘年。而傳三於二百有餘年之後。且其幽淑奇拔之氣。充 蓋其德如」此而已。後世以二書技一名長二一世一者。 嗚呼。 跋文一篇亚附。左右。吾兄正、之删之。 書技之細。固不」足川深感。然其存與」不 向系親三藤樹先 流不し乏

# 七、書藤樹先生書簡册後

洛南芹川處士 靜山 河 野 通 亮

噫讀:,此冊。私智之弗」特。按排之弗」用。而良心以求:,其意之所,有。而眞實用」功。乃夫婦之不肖。皆可足以爲,善人;於道,也。先生入二人於道,之魚筌也。言語之卑陋。文字之麁略。先生固所」不,論。惟以上易,入二於道,者,爲,要耳。蓋先,實而後,文者也。 是非於文字之間。咕々過」日。而道之得與」不」得。漢乎不」問」此。論二牝牡臘黃。而不」求三千里之能一者也。 漁者持一签。欲」得」魚也。學者讀」書。 况於上志:有道君子一者上乎。(河野靜山遺稿抄 亦欲、求、道也。 而道斯得焉。 乃志,其書。又猶,得,魚而忘,筌也。 (以上四項 乔日精之助氏報 藤陰 而世之賤丈夫。 此一冊才。

八、(辛巳元旦開講詩談語

M Im 是為1應樹先生真蹟辛巳元旦開講詩? 數次 原書則否不」可」知矣。 頃大阪 {H} 中 君。 舊城一京都伊藤氏。明治戊中奉11告先生贈位 膏二軸 一來言。 是先生書。 因求二鑑識。 一祭。 受而觀之。 陳列示〉衆。 即祭時 **学**經 所列物。 三影印。載在二記念錄。 肅然斂、容。薰

大正十五年五月十日

父客一進持有人也。

為書識語還之。

藤樹先生全集編纂主任 加 藤 盛 敬 記

### 祝 文

藤樹先生二百五十年祭典。 恭赋長 旬 四 一韻。 竊述。景仰之意。

土佐 T 野 遠 影

洲 街 持 聖 不」須」猜。 雁 在三王 家 明 鏡 臺。 提三起 天

乾

元

ifi

遂

易

而

簡。

坤

順

謙

卑

藏

叉

開。

東

良一移三巨 

母

訓

1育

英

才。

奉三承

海 聞 知 叒 木 影。 心 齋 夫 子 再 生

來

華書院發行陽明學第三十 九號所 載 春 日 精之助氏

### 詩

一族 樹 先生 而可

生人。

文學博士

君山

狩

野

直

喜

傳、統 王 一門學。 探〉源

額

氏

仁。

不、跳、親。 矣 藤 夫

至

司成 JII

能

16

以成の

純 千

沙

詠

派

樹書院老藤

Ш

鍾

秀

利一〇

載

篤

子。 仰 瞻 잺 豆 新。

文學博士 豹軒 鈴 木 虎

雄

參天院 外蒼 藤 樹。 標 得 江 州 大 聖

弘 詩 文 集

景

学

德

至

震

通

鬼

神。

誠

終

始

覺斯

民。

三五

### ---訪藤樹書院

紫 脉 花靜 夏風 清。 仰 11: 湖 PIL. ¥: 徳明。 ri. 灵 英豪 無二年 聖 人稍 獨在一先

174 四 。藤樹中江先生一百五十韵

文學博士 天淵 nt 族 此 元

生。

草の 稱一淑真。王父諱吉長。統二仕米子藩。父志不」行之禄。 川。民中有三古藤。 太湖三 荒生椰 少傷少情。 **噴萬人稱**。 請二奉養一 門前我音音。 日星。 慢為二思魔。 讀二大學。所本在二修身。聖人可二學至。 報謝須二肝銘。姦民有二須卜。受」数因三頭冥。其子禁二報復。先生努三等巡。 十歲遭二徒封。從」君大洲行。王父學二郡字。隨三行風早廳。 萬頃。 時流份三記 **揄語**。 伍上語講 京僧巡川南國。駐」錫講川魯論。先生參川講席。希」聖一心傾。四書得以大全。 愛」才打不」聽。棄」官奔…膝下。待」罪滯二帝京。速問竟不」至。安」意歸二衙門。所」猶僅百錢。 放債資:小民。居、間力:讀書。同心相牽援。 十三歸二大洲。習」禮慎二語言。十四喪二祖此。哀悼英二能勝。十五喪二祖考。號泣訴二秋旻。比年遇二大故。 名利是畜生。 總洲 正、義開 三十始娶」婦。 武武 似一大流。 誦。 慶長戊中歲。藤陰生二人英。藤樹中江氏。 誰復說 二心首。乞」眼省二母氏。奉歸請二晨年。母氏懷三鄉土。不」欲」去日故園。 讀」書夜對上燈。十八丁二父憂。 愛敬非三一物。 比微峙二共四。 據禮一謹循。內人高橋氏。 二治平。 誠敬通二神明。 修身齊家訓。 明德人閒根。 蛇虾可是 感憤淚沾巾。 寂然不動處。 清濁似三門涇一 屏。 哭泣傷心奶。 承、祖以二共孫。先生移二伯斉。九歲節一雙親。 切磋學販販。 無私致三良知。 湖嶽相距處。 十二對 溫順比三玉瓊。 感」夢號「嘿軒。嚴若名吉次。樂」天隱」是耕。管堂北川 無我見二本真。先生獎履學。窮理為三行因。教學不二版 就」師受三句讀。 ·食膳。 自直投 先生性理學。傾"倒朱考亭"。 德輝似…曉暾。循循導:出女。薰化被:近鄰。 緩」苦致「哀戚。動容儒禮遵。廿一注二大學。 啓蒙貽 此心常惺惺。 非进通三清 會講瓦山長時。正」容坐山深更。重、惟古藤下。 答則。企是誰所以賜。 **賊徒夜來襲。反擊加** 背誦書不入繙。衆口齊贊歎。先生不以滿然。十 腔°土肥五穀熟。 拱壁不」足、珍。 孝本體三大康。 孤影悄然反。望雲情難、暖。致仕 晚讀 高陽明書。 俗美人朴純。 無臭又無」聲。 是年始學一古。 三浦徽。 大洲俗尚、武。 恩藉三父祖君。三者恩鴻 賣酒不」免」致。 智謀與三膽勇。噴 抖 弟子稍稍進。 三的餘姚醇。 有」出日三小 八。 作。 XI 不少解三文 一孝照一萬 捐,規如二 約例 内 投徒 技 **高** 

鏡血妍媸分。文藝求」道筌。

光經。 夜课 华湾~。 後應。 聖人遺愛地。 加 午暫息停。 漱行 省 [ii] 外彪 日務 從游 常讀 人 河三间 包 ナリ 老熊 虎 100 ill. 荷恥 I 能為 主任 諸家鑽 欽 凶 接 崩 -10 禮。 胆 一先生 引朋 川三儒 成器 文運未三芽萌。 松色 地學野 1110 心念。 三析 呼吸。 孝經試二游 族學士。 享年僅册 11 快竹氣縕縕。 人上去。 仰 惠澤重三後 雜著十餘 强 命長 新 IX 一人。 府門 道德敦。 至 將除 一次 懸花千百 里」講步 1/4 金旗 埋二葬玉林堂。 拮据管 夢魂 你 揮工筆代 11 讀後掃 博士。 労振。 %。 FH 種。 温。 昆。 先生在 卅九失三 飛二湖 黑 魂昇传三帝宸? TIL 视 **兰庭除** 誠一。 験似 條。 金玉 研鑽速 一般辛。 以别 史展 民居皆瀟 三神域。 三鷹蘋。 會者垂二一 濆。 玉 戴陶 三僻壤。 碧空紫雲 二伉儷。 響錚錚 大阪 此 二洞寶。 備侯遣二蕃山。 夏然五 示 月黑風 三乙夜。 响。 昨春游三 更訪 灑 乃 二典 麗。 三阜隸一。 沃玉沙清。 百一。 讀 利。 任 持齋及三五 啓蒙說二大義° 臨終遠一婦女。 一翻。 置 玉 流風 大册。 道務 樹 邑里路縱 意氣 派三洞 幾 近 鳴 松本 二芳墨 林寺。 講堂 + 山 江。 行客感言馬 **聖**五
類 凹。 恢 水 前賢日已遠。 女黌 涂泗 醫湯博 厚膊 旬。 宿願 而 係 長。 弘。 横。 寺前 痕。 可 三再 淪。 源。 長。 繼室別所氏。 字不 言 禮容陳。 田 皇朝 始獲」伸。 遺德存二餘馨。 耕紡衣食足。 建。 渦一佳 國母頭言高 隱九正二貌形。 丁。 言可言 斓 三好 幹理 孝是百行本。 不才 望。 山出上唇。 姚 評。 手澤器物 卓矣蕃 城一。 斯文誰 二服膺一 嘱二講 江 日 闔鄉扶二老幼。 稻苗曉風青。 上學。江 重刊將 恣态。 三友為三東 石欄蒼苔古。 德一 大溝藩士媛。 山 乃爲著二醫筌一。 師。 繼承。 畫課起二未 禮護家可 存。 今嗣伯與√仲。 氏。 靈筆稱1 孝門 西披三榛荆。 三嗣出。 殷勤 會員布 自愧:應諾 素樸意料外。 道。 留 出 勖 心門情殷殷。 玉 涕泣 三文勳。 連垂訓 が旌。 二忠臣。 三全國。 三弟子。 刻。講演及二上中。講 林假二議 當」使 就」境説 細草敷如 維時慶安元。 送」英靈。修 艱比三折↘肱。了佐遂成↘家。 所と 輕 一0 人和雞犬穩。 玉折真可 地。 餘榮及二身後。 二紙 先生稟言至性。 重學 闡」幽日 誰 堂。 蚤起會三祠 相顧目膛膛。 丁寧。 何騰。 能任 江 親炙雖 庸 撒障 山 で接。 論。 三斯 發三餘薰。 月新。 先生與三顯此。 」宅為一祠堂。奉祀秋 藤樹 今兹 仲秋下五辰。 不少久。 文。 每旦 志 宛然堯時村。 前一 季重繼 不り負言聖 洞 前 三炎蒸1 鼓 己卯夏。 遺著編二全集一 言里 鞠躬拜二遺像。 新建。 一誦二孝 肅拜 松本子。 勵敍二泰 景仰 能得二先生 而 天未」听。 三箕裘。 辰牌開 經一 神域 瞑 小川寮 無言 人名。去訪二書 面 先生病勢革。 目。 診 究 遺德謀二頌述」 い陽 四 脈 威 义春。 三明 經施二注 對州為 二講 列三兩墳。 棱棱。 聞」計遠近 飛過 苦欲 虎 神一 新 執 斯 席。 也 成。 道尊 齊 不肖 韃臺 追 三師 誦 講 日 魁

皇紀二千六百年孟春訂錄舊作

景

松

11.1

文

集

學加藤虎拜艸

後

# 五 (訪||旅樹書院|

II 梨 /11/2. 64

大僧正

近

藤

完

殿

何随軒曰。 稽首人天師。 此翁雖」置川身於万外。管在川春日潛卷先生門。聞二姚江之學。其在川藤樹先生一私淑久矣。今讀二此篇。情川於辭。 德風干占披。 歌昔日美。

决不,可以以詩人常例,視少之也。 (附記) 八日滋賀縣高島郡長の特請により郡教育總育に講話す。篩途縣樹書院に参拜、 是は春日精之助氏の報ずる所、も上「禪林」二載せらる「澤上宗西山派禪林寺管長近藤大僧正の一夢錄より採る。明治四十二年八月 郡視學東道す。」と見えたり。(藤陰)

賴 滅 献 纯 不 旌 親 愁 矣 仰 膽 源

祖追新

藤樹書院老藤外一首

豹

軒

鈴

木

博

士

筆

詠

府野直喜教書四

考院

光

肠 和灰 R 元旦 銇 K ma 蘇盛

照参(頁七十三錄追刊再)集文詩慕景

訂正

本插圖並びに次の插圖の参照頁は本插圖並びに次の插圖の参照頁は

步復開會将女皆讚書祠伯姚遣使從遂踐欽齊始獲悄致參歸恩奪移中的 庭者讀詞嗣對清仰院新與江基冊游成復良家娶銀黑東講大鴻贊伯江其 除短常前出长灌呈址建伸學山一士家學知訓婦十及戚名洲大歌者氏 目張日當當幹色揮老神玉江厚魂成診露此清據軟望動者習報先九盛婉 黑膠午絲使理里筆條城折西賺耳器脈理心濁禮債雲容聖禮謝生歲夢蜒 風餘暫天縣日路代勢威虛披禮侍道執為常似一資情傷一慎須不辭我列 总未信志縱為學枝可棒容布德術行惺渭謹小難禮心語肝滿雙嘿翼 鳴振停听騰志橫填樂梭传前陳震敦仁因惺涇循民談遵傾言銘盈親軒葬 前研等一今會耕更懸密季所聞臨州化数孝先內居致升四十萬十是展湖 **脊髓經濟兹員約訪花漱重重鄉終九鐵學本生人間任一書四民一本書** 日遠試論己有衣玉千行權學扶遠失能不體性高力請注得喪有讀始名相 已乙請華印全食林百拜其庸老婦伉為麼大理橋讀奉大大祖須大學吉距 達夜解經夏國足寺條禮義論幼女僧金德在學氏書養學全做卜學書次處 斯意語環小聞禮寺碧博對每洋隱持鍛授無傾溫同意各拱哀受所成樂井 文義高琅州幽讓前空恰州旦泣几齋鍊徒具倒順心才蒙璧悼戮本積天畫 誰雅玉替家日家謁紫氣為誦送正及由常又朱比相君貼不莫因在风隱通繼頹俸入新月可住雲溫師孝與貌五一語無考玉章不及足能頹修拔農清 冰冷峋雲成新程城朝溫賓經宣形旬誠語肾亭瓊投聽朋珍勝冥身羣科歷 留孝咨债簿遗人后簿视 点四修股艦兼堪一晚會切亲成大十其至十董土 建是蒙债督·著和欄堂史欽經宅勘室偷捧茬讀講磋官生删五子人獻堂肥

時性到望百士述此外德江種淺目元氏回签電下女至氏盖故襲膳率長用傳致講指訴結同面相靈宿金之間仲入一誠名揭黛安奉讀骨友自隨蓝色故歌演苗泊据人傷額華原至達計秋門字敬利規化意歸書立擊者便是中江被及晚沫會力列目稱船響未達下情不通是如被歸請夜見加投軍大東里與上風洒發經而輕強等步近五般出神舊日近衛展對傷痛等早子古人倫申青源辛營墳豐勳仲舒前繁辰股胥明生星都門昏覺情懲與聽藩廳

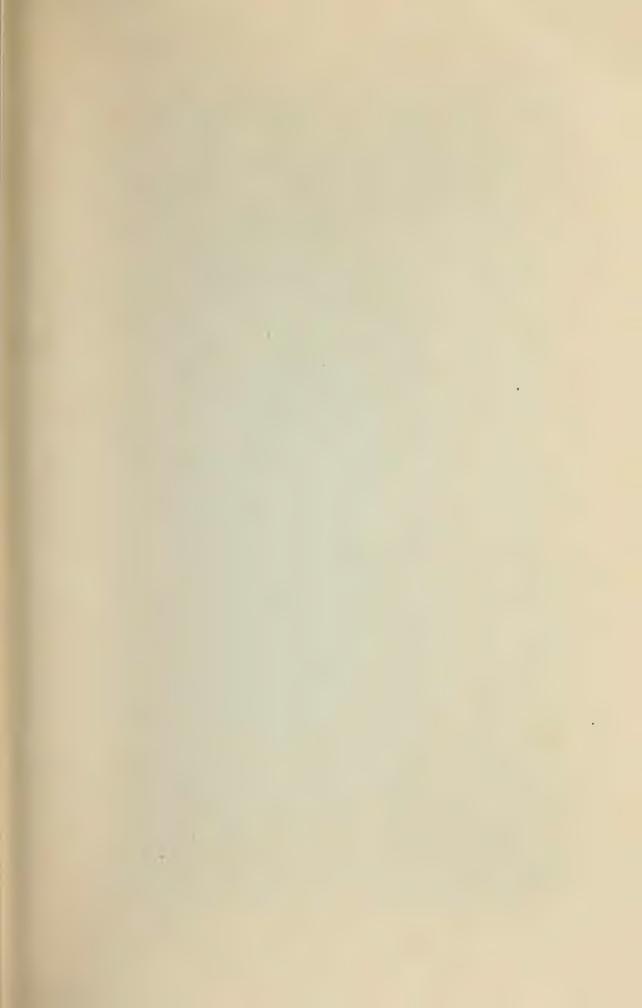

管 濟 浩 オレ 0 中 L に之が 時 江 し期 3 YT. 0 を轉じて、 T 我 に在 流 から 過化 聖人 先生 鬱積 K から し先生 L 大東 如きは、 Till. 淵源 經世 て待 り、 を以 存 K 0 す。 近江 神 如きは、 神 天下 慨然として宏濟 先生 の謂ひ歟。 をなすに職由 つべ てす。 0 是を以て共 聖の 略 是れ先生徳化の一端に過ぎざるのみ。 \_\_\_ きなり。 國 域、 の廟堂に立ち天下 0 識 如き、 嗚呼天資卓攀先生の如 0 就中尤も出類絕羣の一大偉人と爲す。 者之を古今に 聖 太陽の出づる所、 斯 人たる の氣 之を我 せず の師 盍ぞ試 の志を抱き、 の發する所、 にして斯 んばあらず。 0 3 みなら が 神州 冠 に熊澤蕃 0 絕 大政を行は すと 元氣 0 んや。 日 弟 退いて河汾の間に教授 域 3 彬々として瑰偉 あり。 孟子 稱 山 0 の始まる所、 彼 學術醇正先生の す。 0 \_ 大聖人と謂 の所謂禹稷顔子地 岡 しめば、 0 猗歟 流 山 馬 若し に沿ひ 夫 に於ける治績 盛 の遺金を還し、 其 先生をして肥遯道 なる哉。 天地靈淑 絶特の士を輩出 而して流俗唯一漫然稱するに 八の時雍 源 3 を尋 も誰 如 し く、 昔者文中子隋 を易 か か を觀ざるや。 の治を致 の氣、 魏徵房玄齡 れ 積德茂行 然らずと爲さん ば、 剽賊 ふれ す。 蜿蟺扶輿磅礴 ば皆い 先生 を講ずるの の良民とな さんこと、 先生 吾が の徒 然 末 其 の陶冶 藤樹 らん の康 板 0 を 蕩 0 如

ば共 官を棄て Thi 出 仰 人 名なく、 眞に曠世 訢 視るこ は 0 共 L 古 しこと是なり。 して措 なりと。 せ 徳行、 共 然とし の兄を殺し、 7 今共 り。 の人に儀し、 れ 郸 と猶 七 近 富貴なく、軒冕も泥塗にすべく、 先生は則 」、桑梓 の揆を一にす く能 皆基 7 の大孝と謂ふべし。 世 0 先生の如きは即ち眞に其の人と謂ふべき哉。 樂し ほ敝跳を棄つ 本 菠 はざる所のものは、母氏と海山隔絶し、日夕定省を缺くことを憂 たる を此に發し、遂に優に聖域に入り、 K 妻にして共の夫を殺すものあり。勢の馴致する所、 んで天下 歸 没すれば其の書を傳 ち大湖の西に隱れ、惟を垂れ道を講じ、 竊 道微にして、邪説暴行若りに作り、 か り、 かに と訓 堯舜 貧災 るが如、 先生の心を忖度す を応 ふべ の道は孝弟のみと。 困 夫 れ し。張稷若 く、竊 乏の間、 W れ孝は徳 とする かに瞽瞍を負ひて逃れ、海濱 終始怡然として歡を膝下に奉じ、 の情懐 の本なり。 流風餘澤久しらして愈 日 倒減も変 3 く、言世法となり、動世表となり、 に 嗚呼孝弟 なるなからんか。於戲先生の如きは則ち 流 百 土にすべ し孝養を盡さんがため 本立ちて道生ず。 世 子にして其の父を殺し、 0 抑 の尚ぶべき、 師 炎賢春山の如きを出 も子の 表と、 Lo なれ 先生 乃ち舜天下 新なるものは百世の り。 党に不軌を闘り國家 に遵ひて處り、 先生の學術、 に於て尤 彻 故に に には、眼中功 以て孝養を終 是 を乗つるを 日 0) 女 せり、東 弟 1 如 存すれ 欽服 Lo K 決然 先生 終身 して 孝弟 敬 Tij

先上合 を涵 劂 今や幸に れ 窥 內 兄獎 L 自 願 多 に付し、 日に 來學 颠 5 7 5 在ら 餘力 覆 苍 に 0 べきにあらず。天若 往 くば 圳 を開 先生 企畫 し、 に せ 我 な前 の溢る、所、 至 0 んとは、 んと欲 孝子 普く天下に播く。 が 如 に係 れば、 日 3 图 人未發 间 きも 夕之を繙 聖 人諸 順 蓋 れ す 0 是れ 懿德 るも 長大息せざらんと欲するも得んや。 孫 L 0 る先生遺著全集 善良 君の前後九星霜 測 あ 0 り。 醫術 見あ のあ を懐 我 讀 b し先生 が國 の臣民 知 L 以て bo き るべ 本草等に及べり。 るに至れ 眞に斯 聖賢 現 天下 道を荒村 時 からざるもの となり、 に假すに尙ほ 而 0 L の編摩竣りを告ぐ。 の情勢にあらずや。 氣象 萬 7 道 に互れる拮据 り。 世を裨 該 のために賀せざるを得ず。 以て に接 老屋 魏相 博 の學、 皇國 十數年 益 あ 其 し、 が所謂此れ小變にあらず、 の下 す 5 0 其 を富嶽 るも 高 經營に頼りて、 ん。 氣魄の大、 に講じ、 0 の齢 邁 吁嗟是 流 然れ 眞に國家 0 是の時に當り我が藤樹 0 識 の安きに置 風 を以てせば、 ども其 遺韻 殊に 決して淺鮮 精神 以て れ果して誰 を挹 王 の爲に慶 我が 編摩 舊經 の遺著 學 の王なる、 4 か 0 其 ば、 神 壺奥 功を竣 K を註 以て 州 あ 憂卻 0 の範を後世 せざるを得ず。 の咎ぞ。 我 日 浩瀚 らざる Ļ を究め、 後人の 忠 が 域の同胞諸 神 つて 愛 社創立 藤 な 茲 蕭墻 樹 言 0 な 摯情 得て 深造 K 神 り。 K を興 剞 旣 垂 協 0

創

立協質會の企畫幸に畫餅に歸せず、

而して先生在天の英靈も、

亦莞爾として笑を冥漠

-

昭和四年三月三十日

藤樹神社創立協贊會長

滋賀縣知事

堀

田

鼎

四



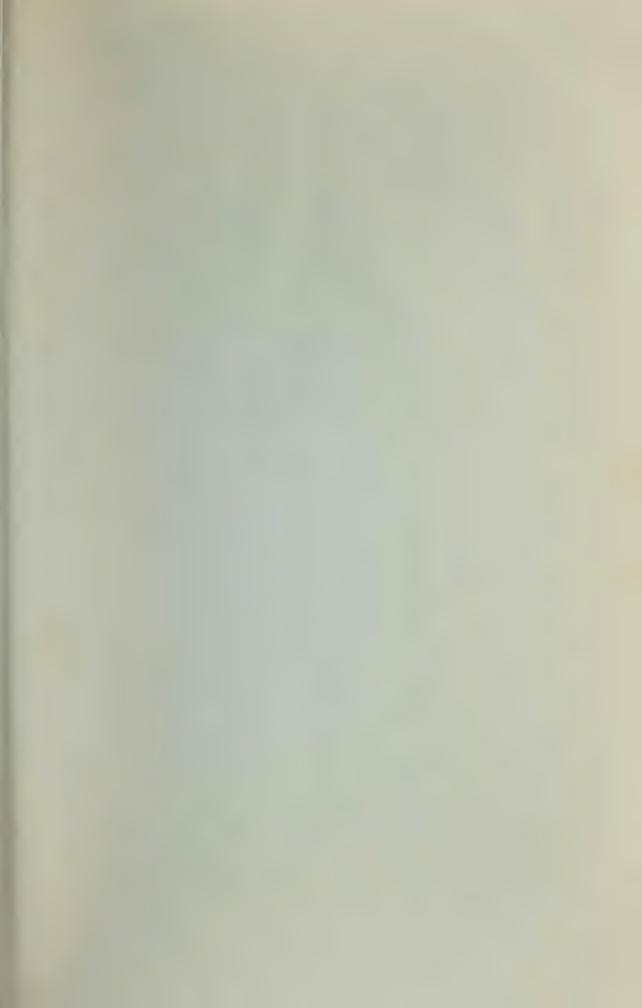

How different the result of the two halves of his work! His metaphysic was soon superseded by other ephemeral systems, but his application of algebra to geometry led in the hands of his successors, Newton and Leibnitz. to the invention of the Calculus, the indispensable implement of astronomical and physical research. From these considerations, and in view of the trend of modern thought, it seems a clear inference that the writers of the O Yo mei school will have no successors in the new Japan. But that does not detract from the value of the account of the school which Professor Inouye and Mr. Fisher have given us. Such work has a scientific value of its own; for science has now extended its methods and its domain to the phenomena of the human mind. The law of intellectual evolution was discovered by Auguste Comte, the mightiest of modern thinkers, nearly a century ago; it challenges either recognition or refutation. It alleges that the intellect of man begins with theology and passes through the stage of metaphysics to positive science. It is an induction mainly from the history of the European mind; but all the evidence that has since been obtained regarding the intellectual evolution of China and Japan has served only to confirm it. Fisher's paper is a valuable stone added to the fast accumulating evidential pile.

At the close of the paper, the Chairman voiced the thanks of the Society to Mr. Fisher for this, his first paper, which he hoped would be the forerunner of others equally as valuable.

Mr. J. CAREY HALL proposed the vote of thanks to the lecturer for his interesting and instructive paper. He said it was valuable for several reasons. First, for its connection with some excellent work already done by the Society in making known to us the nature of that Chinese ethical philosophy which was predominant in Japan throughout the whole period of the Tokugawa regime. Much light had been thrown on this subject by the papers of Dr. Knox, Mr. Kirby and Professor Lloyd published in the Society's Transactions; and Mr. Fisher's paper was a desiderated step in advance; for, in addition to the two ethical sects previously exemplified, it gives us for the first time an adequate insight into the remaining one of the three schools of thought which, between them, divided the allegiance of Japanese intellects in the pre-Meiji era. And the interest of such researches is not merely theoretical; it is practical as well. The present is the child of the past; and the hidden springs of the marvellous political developments of the generation now ending must be sought for in the intellectual and moral preparation made in the preceding age. The Meiji statesmen, from the Genro group downwards, had all been trained and moulded in the Chinese ethical schools with which these papers helped to make us acquainted. From them we learned much about China too; for Japan is China's most briliiant and distinguished pupil. The Tokugawa writers of all the three schools acknowledged Chinese thinkers as their teachers, and, whilst sometimes dissenting on minor points, gloried in their discipleship. The chief school, and sole standard of orthodoxy, was, of course, that of Chu Hsi-in Japanese, Shu-shi, This great thinker did for the philosophy and religion of Eastern Asia what Thomas Aquinas did for the religion and philosophy of Western Europe. Just as the latter welded into a coherent system Christian doctrine and Aristotelian philosophy, so the former elaborated a system compounded of the Confucian ethics and the metaphysics of Buddhism; and this system has for seven centuries held its ground as the canon of Chinese orthodoxy. But there have been dissenters; and the most eminent of them was Wang Yang-ming, the O Yō-mei so often referred to and quoted in Mr. Fisher's paper. His first disciple and propagandist in Japan, of whom so full an account has now been given to us, was a contemporary of the father of modern European philosophy. And Wang Yang-ming himself has been called the Descartes of China. In point of intellectual acuteness and ability as metaphysicians the Oriental and the Occidental thinker were probably on a par. But the difference between them is fraught with instructive significance. Descartes was not only a metaphysician; he was a scientist as well. Great as a speculative philosopher, he was equally great as a mathematician. Let us mark well, in his case, the contrast between the barrenness of metaphysics and the fertility of science. In metaphysics we only mark time; in science, we make great and permanent advances. In his speculative philosophy Descartes, like other metaphysicians before and since, put aside the labours of his predecessors and began airesh from the beginning of things: in his scientific work, he took up mathematics at the point where his predecessors, the Greek geometers, had left them, and added his own contribution to the sum of their labours.

years after "Great Learning" was written, and it was first precisely defined by Oyomei, over a thousand years later. It is, furthermore, very doubtful if the two terms do mean the same thing. Thus, while we grant the subjective value of Toju's unconscious wresting of the classics to his own ends, we should be somewhat chary of accepting him as an authority on their real meaning.

## **BIBLIOGRAPHY**

Among the more important references named by Dr. Inouye are the following:

Shingaku Bunshu, two vols. A collection of writings by Tōju and Banzan.

Letters, etc., of Toju, one vol.

Lives of Toju and Banzan, one vol., manuscript.

Data of the Educational History of Japan,

being Vol. V in a series compiled by the Mombushō. Historical Data at the Tōkyo Imperial University: in part. Educational Theory of Tōju, by Adachi Ritsuen, in Kyōiku Jiron, No. 445.

Yōju and Banzan, by the same, in the same magazine, No. 507.

Yomei School in Japan, by T. Takase.

Ethical Ideas of Toju, by Dr. T. Inouye, in Kyōiku Kōron, No. 6.

Religious Ideas of Tōju, by Ebina Danjō, in Rikugozasshi, No. 217.

Kumazawa Banzan, by Y. Tsukagoshi.

Spiritual education of Tōju, by M. Kaneko, in Kyciku Jikkenkai, Vol. III, No. 3.

Visit to the Grave of Toju, by T. Takase, in Yomei Gaku, Nos. 65-67.

Biographical History of Modern Moral Education, by Adachi Ritsuen.

Development of Japanese Philosophical Ideas (German), by Dr. T. Inouye.

A Japanese Philosopher (English), by Dr. G. W. Knox. [The End.]

famous Confucianists. "The Histories may be read," he says, "for diversion and illustration of moral laws; all the other books are worthless." Such views sadly fetter the scope of learning, and utterly misinterpret the nature of historical writing. Toju's system certainly has worth as a subjective ethical philosophy, but its intolerance toward objective scientific research is baleful in the extreme.

wisdom, as being harmful to moral culture. He looks upon all intellectual culture without heart culture as cunning, and denounces it as the very root of evil. His ideal is something like the impossible utopia of intuitive wisdom and virtue dreamed of by Laot'zu. Simplicity such as he advocates would only cause suicide in this intense age. In itself there is nothing bad in the nature of intellectual culture; its goodness or badness is determined solely by the use that is made of it. Tōju's standards in literary criticism are equally warped. He has no room for the beautiful but only for the good. Consequently, he looks down upon poetry as having a temporary glamour but no intrinsic value.

Finally, says Dr. Inonye, Tōju's treatment of the classics is ingenious and spirited but not always according to the strict canons of criticism. Under pretense of giving an exposition of the classics he really manages to buttress his own system of philosophy. For instance, he takes "meitoku," enlightened virtue (德明), in "Great Learning," to be the same as ryōchi. But as a matter of fact the term ryōchi was first used by Mencius

<sup>80.</sup> These strictures by Dr. Inouye seem over-harsh in view of this passage in Okina Mondō, III:

<sup>&</sup>quot;In the age of the gods imitation of the conduct of the sages was true learning. But now there are no sages; the classics have been written, and true learning consists in understanding these, and regulating our conduct thereby. To read and understand the classics and rule our lives in accordance with their teaching is to polish the illustrious jewel of our hearts, but to cast away the books of the sages and trust to our dark misled hearts is to cast away the candle and hunt in the dark for what is lost.

<sup>&</sup>quot;Question: What of the humble folk who cannot read?

<sup>&</sup>quot;Answer: Of old the officials taught the people in every little hamlet, and thus even these humble folk knew the truth though they could not read for themselves. They understood the meaning and obeyed: not reading it was as if they read. It was heart-reading, since the heart conformed to the heart of the sages. Mere reading with the eye while the heart is far away is not true reading: it is to read as if we read not."

Tōju's doctrine of ryōchi is subjective determinism, just the reverse of utilitarianism. Consequently, he tends to neglect the examination of the data of experience. But just because of his determinism, he was stoically superior to external circumstances. His teaching was perhaps of far greater value to the people's morals than the work of modern ethical scientists who busy themselves with the arrangement and comparison of ethical theories. Tōju's discussion of ryōchi is particularly interesting because of its similarity to the Brahman theory of bonten (梵天) or the Buddhist nyorai (如来). But he fails to solve the relationship of the individual ryōchi and the universal ryōchi. As the possession of individuals it is many, but as the substance of the world, it is one. How can one be many and many be one? Tōju attempts no answer.

In spite of his generally rational temper, Tōju does not altogether escape superstitions common to the religious devotees of his age. He holds earnestly to transmigration, confounding it with casual relationship in the physical world. For instance, "Those who violate filial duties will be changed into dogs." He has another passage in "Shunpu" where he dilates on how virtuous men are protected by heaven from natural calamities. Somewhere else he says that those who are truly philanthropic and do their charity in secret will be blessed with children. Like other philosophers of his day, he failed to see the independence of physical and moral laws. Again, he not only believed in the personal Jōtei, but even worshipped an image of him according to a kind of ritual.

The Yōmei school emphasised moral discipline to the extreme of branding learning as not only unnecessary, but even harmful. This attitude was advocated first by Riku Shō-zan (陸泰山), who thus founded a non-philosophical heart-learning (心學 Shingaku). Ōyōmei espoused and developed the same theory. Taking the cue from those fathers, Tōju strongly opposes the prevalent literary study of the classics, and confines his attention to morality. He raves against the tyranny of books. To his mind the only truly necessary books are, The Thirteen Classics, and the Seven Books, lives of

<sup>79.</sup> Inouye, op. cit. p. 158.

when transferred to Japan many of them are quite impracticable." Again, he says: "When time and place change, even saints' laws, if forced upon the world, are injurious to the cause of the truth." Toju applied this principle to Chinese etiquette and literary style, even in violation of the teaching of Confucius himself. As, for example, when he writes: "The precepts and deeds recorded in the Analects are wise and sacred, but if they do not fit in with our times, I tell my pupils to omit some portions and I expound only the essential parts." Toju recognized that the doctrine was made for the Japanese, not the Japanese In this respect he differs widely from for the doctrine. Christians who, professing a vague principle of universality, try to engraft western doctrinal Christianity bodily in Hence, to claim Toju as an elder of the Christian Japan. Church is quite a superficial conclusion,

Of all virtues, Tōju put kō (filial piety) first, and his teaching, declares Dr. Inouye, deserves our assent. Kō is at the heart of ancestor worship and is most highly prized where ancestor worship prevails. If ancestor worship should cease, there would be no reason for esteeming kō. The destiny of a race is determined by the strength or weakness of kō. From the foundation of our Empire we have been one in traditions, language, customs and history, and have therefore formed one great family. We do not, like other peoples, present a record of discord and rebellion, but from olden times we have preserved one unbroken line. As this generation recognizes its ancestors, so our descendants will recognize us, and thus promote an ever growing glory. For these reasons kō bears the closest relation to our national destiny, and we must confess that Tōju was amply warranted in his high regard for it.

Chu (loyalty) broadens and fills out kō. Especially is it true in Japan that filial piety implies loyalty. For since the whole people is like one family, our attitude to the head of the nation corresponds to our attitude to the head of the house. The nation is just the family expanded. Hence it comes that chu-kō, loyalty-filiality, can be called a single doctrine. Since Tōju looked upon chu as merely one phase of kō, he laid his main emphasis upon kō.

Dr. Inouve continues: Observing these resemblances, some Christians may claim Toju as a pre-Christian Christian, "an clder of the Church without hearing the gospel." But this would be a rash and unwarranted conclusion: as the proverb runs, "It knows two and five, but does not know ten. = 五を知りて未だ十を知らす" Tōju differs radically from Christianity at several points. Imbued with the social spirit of Confucianism, he aimed, like Christianity, to be sure, at the reformation of society, but his ideal of human equality does not like Christionity, make light of the relations of subjects to lords and of children to parents. Rather, he sought to cement these relations more firmly. On the whole, Toju's teaching is concerned with this present world. If he soared into the realm of ultimate ideas it was simply that he might make the basis of practical ethics more secure. He never sought an unwordly or other-wordly solution. Christianity, on the other hand, aims to set up its kingdom outside of the social order. The relation of men to the Heavenly Father alone is emphasized and a disturbance of the peace, not only of the family, but also of the country, is not objected to.78 天父に對する關係の みた尊重し……一家の中は勿論一國の中さ雖も,不知を來た すた意させざるなり. The two roads may seem to diverge but a hair's breadth, but in their effect upon national welfare their goals are a thousand ri apart. Christianity sacrifices mundane to extramundane relations. If Toju was living to-day, he would undoubtedly attack Christianity just as he attacked Buddhism, in order that his own doctrine might be saved from pollution. 佛教た斥排せしか如く耶蘇教を排斥 せしならん。人をして両者を混同するこさ莫らしめしならん Toju was no slavish follower of the old masters. He insisted upon the necessity of distinguishing between the uncahngeable essentials and their changing application. He says: "way" and the methods or forms are quite distinct. mistake forms for the "way is a grave error. Although the methods may have been given by sages of the Middle Kingdom, they must be changed from age to age. Particularly,

<sup>78.</sup> One wonders whether Dr. Inouye has carefully read the New Testament or the history of Christianity.

Tōju's philosophy, as we have seen, presents not a few points of resemblance to Buddhism, but they are more superficial than the points of difference. Buddhism is pessimistic, seeking for nirvana, which is deliverance from the evil world. Tōju is optimistic and upholds the present social order.

On the other hand, Toju's views are not unlike Christianity. In the first place, his idea of God as Heavenly Ruler (Jotei) and the Christian Heavenly Father have some similarity. The ancient Chinese seem to have believed in the personality of the Heavenly Ruler as attested by Shikyō, the "Book of Odes," Shokyō 書輕 "Records," etc. Later, the philosophers of the Sung dynasty, e.g., Shushi, gave the term a morer ationalistic interpretation. But Toju believes firmly in a personal Jotei and aspires to union with him. (Although Prof. Inouye may be warranted in asserting that Toju had so personal a conception of Jotei, there are many passages which indicate a vague, pantheistic conception; e.g., "Ten (Heaven) distributes its mind throughout all creation. Therefore it has no (individual) mind. The benevolence (of Ten) is one with all creation. Therefore it has no (individual) desire." (Inouve, op. cit. p. 93.) And Prof. Inouve himself goes on to modify the statement as follows). But Toju considers Jotei to be the substance of his own self. That is, litei is ryichi, the commander of all his actions, descended from heaven and resident in his own heart. Obedience to ryochi is therefore obedience to Jotei within us, and is the source of all human happiness. "The true substance of joy and peace for a kunshi is found within his own breast."

In the second place, the Jōtei of Tōju is infinite love. "With true and generous love Jōtei created the world and fixed the bounds of mankind." (Cf. Acts 17:23). But Tōju also declares that the universe was created by the filial principle, kō, which is infinite benevolence or love. Hence, Jōtei is infinite and absolute love, very much like the love of the Christian Heavenly Father. Moreover, as we have already seen, Tōju believed in the infliction of punishment by Jōtei".

76. Inouye, op. cit. p. 151. 77. This point is brought out in his "Genjin Ron" and "Taijo Taisotsu Shinkyō."





Tomb of Nakae Toju

love we feel no selfish motive and our heart is at peace. In every state it keeps us content. For while honor and wealth give us the opportunity to educate others, poverty and obscurity give us leisure for our own improvement. In life we act our part and in death we rest. The kunshi never loses self-mastery." (3) "Tranquility is akin to courage, for without a certain knightliness, tranquility of soul is impossible. Common people do all kinds of improper things, but men of generous, gallant nature overlook their shortcomings, and magnify their good deeds. They are always magnanimous and mild and consequently exercise great influence over others. Their simplicity and equanimity take men captive. All these three virtues, honesty, love and magnanimity, must go together in a true man."

Such is Tōju's argument. Some of the resemblances which he fancied he saw may seem rather far-fetched to a critical mind. And making all reasonable allowance for his semi-poetic tendency, we must conclude that Tōju's wish was at least stepfather to the thought. But with the three Shintō symbols he comes nearer making his case: The mirror stands for the clear intellect, free from prejudice and illumined by wisdom; the jewel represents impartial, generous love; while the sword typifies long-suffering fortitude, and a knightliness that shrinks from wanton destruction.

# Dr. INOUYE'S CRITICISMS

In concluding our survey of Tōju's teachings, we may profitably note Dr. Inouye's Criticisms, as much for the side-lights they throw upon Dr. Inouye's own views, particularly regarding Christianity, <sup>75</sup> as for their elucidation of Tōju. I summarize:

<sup>74.</sup> Inouye, op. cit. p. 146-8.

<sup>75.</sup> Dr. Inouye is said to have modified his views on Christianity a little recently.

been impossible: in proof, consider the systems of Kyō-yu and Soseki. At that time, as there was communication with Japan, the Buddhist system came hither also. Now these men, Shaka and Dharma, pitied the misery of mankind and sought by all sorts of devices to lead their fellows to virtue and the avoidance of sin. But they lived among barbarians and formed a one-sided system; the holiness they counselled was not genuine, but was rather opposed to the truth and an obstacle to the true way."<sup>73</sup>

Toward Shinto, however, his attitude was quite liberal. For some years he was averse to worshipping at any shrine except that of his ancestors. But later on his views changed and he paid a visit to the Imperial Shrine at Ise and to that of Sugawara Michizane in Dazaifu. He even went so far as to advocate a compromise between Shinto and Confucianism. In "Shintō Taigi" he makes an interesting attempt to syncretize the two. His argument runs thus: The three cardinal virtues of Shinto are honesty 正流, love 愛敬 and simplicity 無事. Corresponding to these in the "Doctrine of the Mean" are the three virtues (1) chi 知 (2) jin 仁 and (3) yu 勇. (1) In identifying honesty and chi, he says that honesty is like a mirror which reflects exactly, "i.e., knows fully, everything good or bad that passes before it. Thus the divine Light sees even the hidden thoughts of our hearts, and we ourselves know them too. Hence the superior man, whose heart is honest or enlightened, keeps a watch over himself, lest he do or think anything displeasing to the divine Light of heaven and earth or disgraceful in the eyes of men. Even when he has done something wrong, he will recognize it by virtue of his conscience (神知 lit divine knowledge), and will repent at once. Thus, if the divine Light in the heart shines unhindered, concealing neither good nor evil, honesty will prevail in public and private; body and mind will be sound are free from fear or shame." (2) "Love or reverence is at the root of all virtue. It fills us, when lower passions have been got rid of. It shows us the identity of ourseives and of otherselves, of man and the universe. When possessed by

<sup>73.</sup> Knox, op. cit. p. 252.

gospel to the people in the very robes in which he was dressed. A hermit's clothing had no power to make him more consecrated. Seclusion from society had nothing to do with his enlightenment. It was his own heart, still only partly purified, that defiled him, and not his living in a royal palace. His heirship to a kingly throne could not make him worse: it was his own heterodoxy that did so."<sup>72</sup>

Such was Shaka to sham-hating Tōju. He hurled similar criticisms against Dharma and other masters of the Zen School, who like Shaka seemed to Tōju to undermine the social order. He went so far as to denounce Buddhism as having been from the first an unmitigated curse to the world. In this, of course, he was extreme; for was not Oriental art begotten by Buddhism, literature enriched by it and philosophy, including Yōmei, deepened by it? But Tōju had in view only practical morals, to which Buddhism made but an infinitesimal contribution.

But Tōju was an impartial hater, holding many of the later Chinese schools, also, to be beneath contempt. In reply to the query "What do you mean by sciolist?" he replies:

"Men with much knowledge of the surface of things, but ignorant of the essential principles. They have carelessly taken up the study of religion and become quickly learned. In China, Kyō-yu So-fu, Bokuhi Soseki and Shisoko Soshi, and in India, Shaka and Dharma were the chief representatives of this class. These men are somewhat less than the superior man.

"Question: How can you class those Chinese whose teachings never obtained much currency with the others, whose systems extended even to China and Japan?

"Answer: The teaching of the sages are like the light of the sun. In India there were no sages, but only this superficial knowledge, and so in India Buddhism, instituted in accordance with the customs of barbarians, had great influence. By the decree of fate there were no sages or superior men in China, likewise, after the time Senkoku. In this time of darkness came the Buddhist system and prospered. In the noonday of the teaching of the sages its dissemination would have

<sup>72.</sup> Inouye, op. cit. p. 141.

from desire depends simply on loyalty or disloyalty to unselfish, righteous motives."

Shaka and Dharma were Tōju's particular bête noire. In Okina Mondō, III, he thus inveighs against Shaka:

"Shaka, when nineteen years old, forsook his throne and betook himself to the desert; at the age of thirty he proclaimed his system. At times he appeared as a beggar, but he did not insist upon the five virtues, and with many inventions he deluded the vulgar. His followers did not appreciate his purpose but copied his conduct and his inventions, and thus became worse and worse. Thus at last we hear of a matricide being praised as excelling in filial piety, and that the vilest criminals by the power of religion can enter heaven."

"The fallacy of considering it selfish to keep one's social rank and unselfish to abdicate it, or the accumulation of wea'th as selfish and the abandonment of it as unselfish, arises simply from the want of absolute independence of the mind from worldly concerns. It is because a man is not yet perfectly free from the charms of objects commonly sought by men that he suffers all sorts of anxieties about them. The mind of a seijin is not engrossed by such things. He is full of divine light; he is all gentleness. He commands a perfect mastery of himself in face of such attachments and anxieties. High rank is not condemned nor a lowly station assumed to be worthy in itself. Wealth is not considered as the mark of selfishness nor its abandonment as a proof of unselfishness. The spirit of obedience to the divine light in ourselves justifies everything who do and the opposite spirit makes all actions mean, whether positive or negative in their outward form. The selfishness or unselfishness of actions depends upon the state of the heart. (" As a man thinketh in his heart, so is he.") It is only a superficial view that would determine the moral worth of actions from their external appearance. Had Shaka been truly enlightened, he would not have deserted his He would have looked upon the station in which he was placed as most holy ground. He would have preached his.

<sup>71.</sup> Knox, op. cit. p. 255.

not indignant though their good deeds be unobserved. The lord of so greatly desired slender-waisted women, and the fleshy women of his court starved themselves to death seeking to reduce their size. Men who desire popular fame may be compared to these—they approve whatever their time applauds will small regard to right and wrong; we who know the Shingaku (heart learning) think such conduct shameful and carefully avoid it "70"

In a little poem Toju puts the same idea thus:

"A prison there is outside of prisons,

Large enough to hold the world:

Its four strong walls are love of fame

And gain and pride and selfish will.

Alas! So many sons of men

Are chained therein and mourn for aye."

### ON HERESY

In common with the whole Yomei School, Toju was indebted for not a few of his points of view to Buddhism, especially to the Zen philosophy, but this very fact led him to emphasize the vital points of difference so as to make sure that no one could suspect him of proclaiming merely a new phase of Buddhism. One vital difference is his view concerning desire. already referred to under the head of "Ethical Teaching," While both Toju and Buddhism aim to get rid of selfish desire, Toju has no sympathy with the Buddhist doctrine of the extermination of desire, resulting in a benumbed manhood, He advocates a purification of desire and its energetic direction toward self-mastery and self-culture. He says: unselfish spirit of the way recognizes righteousness but scorns self-interest. Freedom from desire means following righteousness without a selfish heart. It means taking or paying what is rightly due, laying up what should be laid up, and giving away what should be given away . . . . Desire or freedom

<sup>70.</sup> Knox. op. cit, p. 348.

natural destiny. Virtue conquers talent, talent overcomes force, and force is superior to fate. If virtue and talent balance, fate wins; then, too, in the last extremity, as the destruction of a nation, fate conquers in spite of virtue and talents.

"Question: Suppose all four are equal?

"Answer: Like equal players at go, it is impossible to say why either wins.

"Question: Describe the sage, superior man, hero and adventurer.

"Answer: The sage excels all men in all things and is divine; the superior man is one degree below the sage and does not attain to the divine; the hero in other things is one degree below superior man, but in war is his equal; the adventurer has the military talents of the hero but lacks his virtues. Sage, superior man, and hero bless the land in war or peace; the adventurer is useful only in war and often brings evil on the land. He is to be employed for his talents' sake, but cautiously, and is not to be entrusted with too much power or given too high rank.

"Following duty, though a man be slain there is not a wound upon him; but wanting virtue, though he live to four-score and die in peace he is as disgraced as the wretch who is beheaded or sawn asunder." 69

On the besetting vice of the soldier and the ruler, the desire for fame, Tōju says:

"Question: But suppose with lust of place and power we forsake also the desire for the good of our fellows, shall we not fall into sin?

"Answer: Desire for fame is higher than desire for rank and wealth, and its results are often good. When a man without fixed principles becomes indifferent to the opinion of others, he falls into evil. But for the followers of truth there is a higher test. Truth and holiness from the substance, reputation is the shadow. Because the virtue regins in the heart the name is gained. Thus we have the approbation of the sages. Wise men do not desire the name without the virtue: they value it only as a reflection of truth; they are

<sup>69.</sup> Knox, op. cit. pp. 245, 166-167, 249-250, 350.

wisdom in all things, accomplishments, skill in law, in service, in overcoming difficulties and in conquering enemies. These are the pillars of the examination, and rank and salary are to be bestowed in accordance therewith. The heart of the ruler was the mirror of the law of old. If the mirror were clouded, all examinations must fail; if the lord excelled in virtue, it was impossible to palm off a false skill upon him."

"Question: It is related in the Analects that when the Duke of Yei asked Confucius about warfare he replied: "If you should wish to know how to arrange sacrificial vessels I will answer you, but about warfare I know nothing." How then can you say that he knew the art of war?

"Answer: In war the most important things are the heart and the time. When a virtuous heart accords with the right time we have virtuous war, but from an evil heart in rebellion against the proper time we have evil war, like robbery. In the case mentioned, the purpose was evil, and hence the reply of Confucius. He knew nothing of such evil warfare.

"Question: Should we not learn the art of war in the field without books?

"Answer: A one-sided opinion. Of course a mere study of the rules without regard to varying circumstances is useless. Even great talents are increased by study, as the dull grow duller by neglect of them. There never was a really great general not well read in his profession; like the physician, he must know the disease, the patient and the remedy, or he will be a terror and not a blessing. It is true that sometimes the patient of an ignorant physician may get well by the power of nature, and in spite of his ignorance, and so a general may gain the victory over a weaker foe by fate, though he is not well instructed; but it will not be true success.

"Question: If fate be with us, shall we not win in any case?

"Answer: We must consider virtue, talent, force, and fate. Virtue is this virtue of arms and letters as described above; talent is the power of moving men at will-wisdom in war, prescience of enemies' plans, knowledge of the forces of heaven and earth; force is preponderance of strength; fate is our

or earth, and though he face a million enemies he is like a wolf facing a fox. This bravery rests on the virtues and is called the bravery of jin and gi in, and since it has no enemy in heaven or earth it is called great bravery. Youthful bravery is unreasoning like the bravery of a brute: hence it sometimes shows itself in rebellion, or if the man be of low rank, in thieving. Its foundation is lust; in time of victory it appears well enough, but in time of defeat it shows its ignominious character by deserting its lord. It seems like true valor, but it is properly called youthful bravery and little bravery.

"Question: Are both kinds of bravery useful?

"Answer: The great can never be out of place. There is no true righteousness without it. It is of use to general and soldier alike. The small is of use in the soldier, but if the general possesses it alone he never can conquer. From this cause many generals have been defeated both in China and Japan.

"Question: Is there an art of strategy and tactics, and how shall it be learned?

"Answer: The art of war came from the book called Yeki, and the old Chinese systems are of value, while the books written in Japan are useless. We may learn the principles from books, but these must be adapted to circumstances, or we shall be like the son of the famous general who was thoroughly instructed by his father, but becoming a general himself was defeated and became a laughing-stock to heaven and earth. So, first of all, we are to learn the Confucian learning and then we shall be able to master any particular science and its application.

"Question: What is the proper examination for samurai?

"Answer: There are three grades of samurai. The first endowed with great bravery, obedient to virtue, skilled in accomplishments. The second is not so well instructed in the truth, but loyal, unselfish, and skillful; but the third is selfish and full of lusts. As these last are many the lord has need for caution. Further, there are three examinations: in virtue, capacity and accomplishments. Virtue is the union of jin and gi, learning and arms; capacity, the power to govern with

importance of offspring, we see that it is proper for the higher ranks to have more than one, and this according to rank, the Emperor having most. And what disgraceful, brutish evils result from the precept denying a wife to the priests."<sup>69</sup>

# ON MARTIAL VIRTUES

Man of peace though he was, Tōju was quite up on the art of the soldier. No doubt the rather distasteful military discipline of his boyhood at Ōsu left its impress upon him. At any rate, we find in Okina Mondō many shrewd observations on the character and work of the man of arms, sufficiently interesting to quote at length.

"It is often said that learning is for monks and priests but not for samurai, since those who love it are lazy. If a samurai is learned it is rather a reproach to him. Samurai sneer at learning from envy and the desire to conceal their own defects. Minamoto Yoshitsune and his great retainer Benkei far excelled all the men of their time in learning, and these were the paragons of samurai—always successful and never defeated. The proper place for men without learning is in the fields and cutting wood. There are brave men among those with accomplishments and among those without accomplishments, but if we have true learning we always have true bravery; as the Ron-go says, the virtuous man is always brave though the brave is not always virtuous. We have the distinction as stated between virtuous bravery and youthful, natural bravery."

"Question: What is the difference between virtuous bravery and youthful bravery?

"Answer: The bravery of the wise man consists in obeying the way, being true to principle and desiring nothing else. He is ready to give up life itself in the service of parent or lord. He neither loves life nor fears death, and thus has destroyed the root of cowardice. He fears nothing in heaven

Lines, op. vib. p. 182.

book-worms of our day, who, in the words of the proverb, 'Read the" Analects" but do not read them."

Closely allied to "Education" is the topic of "The Family," on which Tōju touches in Okina Mondō in a way that would hardly command assent from modern readers:

"The husband is to love his wife, and yet not overmuch, lest he neglect his parents and brothers. The men who have brought ruin on family and kingdom by disregarding this rule have been innumerable. And yet not to love at all is also an evil, since by the wife he has the blessing of offspring and the worship of descendants. But let the love have limits as above set forth. The wife is to reverence and obey her husband. She must be gentle, quiet and faithful. Her husband is in the place of heaven. His parents take the place of her parents, and thus obedience to father-in-law and mother-in-law becomes the first of her duties. She must be a peacemaker, practice the virtues of a good house-keeper, and raise children. A man has his duties out of the house, and a wife within; and so it is written in the third place "Fu-fu betsu ari."

"The younger brother is to reverence and obey the older, as is indeed always the duty of juniors to seniors but especially to the elder born of our parents. The elder has a twofold duty—something of that of the parent and something of that of the friend. He is to help his brother; befriend him, teach him, and most of all to guide aright. This is our duty to all who are younger, but especially to the younger born of our parents."

When it comes to the purity of the family, we find Tōju bowing to the accepted doctrine of his age. He says: "Not to commit adultery and rei to (propriety) look somewhat alike, but rei includes the duty of reverence and consideration for others, from the emperor to the lowest of men, with the duty of kindly intercourse, and all the ceremonies of life and death. To compare the two is to put a gill of water against the great sea. The command not to commit adultery is against nature, for it forbids the possession of more than one wife—a command adapted to the common people; but as we consider the

<sup>67.</sup> Knox, op. cit. p. 162.

also recognized the value of music, which, he says, "softens and ennobles the heart, and makes easy the changing of customs and the reform of bad habits." Moreover, it is noteworthy that Toju an ardent advocate of woman's education in an when education was considered necessary to men only. "Composing poetry and reading songs may be ill-suited to woman's proper work, but many women have cultivated such arts and no one has thought it strange, and it would be unreasonable to condemn them, for they conduce to that control of the heart which is held to be woman's first duty. There are still other reasons for giving women a broader culture. Woman is an embodiment of the negative principle (陰氣 literally, obverse or shadow) and is by nature excitable, narrowminded, violent, and prone to envy and bitterness, is shut up in the house day in and day out and her training tends to throw her back upon herself: her outlook is narrow. Hence, it comes to pass that women of large tolerance and straightforward honesty are so rare. Buddhism has accordingly branded women as so steeped in sin that they can hardly hope to become buddhas. Therefore we must admit that it is quite unreasonable to deny women the broadening influence of moral culture."66 Six volumes of his "Kanso" were specially devoted to this theme, so that Toju may rightly be considered the forerunner of Kaibara Ekken's "Great Learning for Women."

Incidentally, Tōju throws light on the means of popular education in the idyllic ages of China, and perhaps, of Japan: "In the time of the ancient sages there was a school in every village. For the local official, the representative of the Government, himself acted as teacher of the way according to the classics, during the intervals of tilling the soil. Thus even simple men and women were enabled to grasp the central principles of the classics. Although they could not read a single ideograph, they mastered their real meaning and developed a nobility and self-control that have never been equalled by the ordinary

<sup>66.</sup> Inouye, op. cit. p. 136.

lower nature by what Chalmers would have called the expulsive power of a noble affection.

### ON EDUCATION

As we should expect, Tōju's educational aim was the moralization of his pupils. Intellectual and physical culture were quite secondary. He summed up the teachings of the sages into one word, Practice the way. He tried to inculcate his convictions by example, even more than by precept. In Okina Mondō, I, he nobly asserts that "The true, fundamental education is moral culture, taught not by the mouth, but by living according to the way, so that our lives avail to change others. 根本真實の数化は德数なり口にては数へずして我身を立て道を行びて人の自ら變化するを德数を云ふ"。

He clearly realized the importance of beginning moral trainining from the earliest childhood. In Okina Mondō, I, he writes:

"The first duty of the parent is to instruct the child in the "way." Temporary instruction and kindness without regard for the future is fictitious love—a mere fondness like the fondness of cow for calf. To neglect to teach the way and care only for accomplishments is to forget that if the child is not virtuous it will be cast off by gods and men and be hated at last by the parents themselves. The builder and the destroyer of the house is the child, so do not confuse the beginning and the end, and, making wealth and rank of first importance, think virtue of small account. All must be taught the way, yet with a due regard for natural capacity and endowments. Remember that the most efficient teaching is by example, and that the education begins at once and not with reading and writing." And he added a characteristically oriental point: "The parents must give a profession to the son and in time get him a wife."65

<sup>64.</sup> Inouye, op. cit. p. 134.

<sup>65.</sup> Knox, op. cit. p. 161.

In the supplement to Okina Mond5 he writes: "The name Confucianist has reference to virtue, not to accomplishments. Literary culture is an accomplishment offering no great difficulties to a man endowed by nature with a good memory. But however proficient a man may be in literature, if he lacks a just and benevolent character, he is no Confucianist. He is simply a common man with knowledge of the classics. Whereas, an utterly illiterate man who has a pure and upright character is not a common man but an unlettered Confucianist."

Bold rebukes, these, to utter in an age when the jot and tittle were almost worshipped.

Contrasted with this, he goes on to describe "true learning" thus: "First, to fix the heart upon the illustrious virtue, then by the use of the classics as our teacher, ruling word and act, to polish the rough jewel, the illustrious virtue of our hearts." Again, in Okina Mondo, III, he says: "True reading is the reading of our heart by our heart." heart of the old sages must be made the mirror where the workings of our own heart are reflected. Reading the letters with our eyes alone is no true reading at all."63 implicit confidence in the moral potency of the true learning is reflected in this illustration in the supplement to Okina Mondo: "Pain and anxiety are only in the feelings of men, are a self-inflicted sickness. The heart is like the eye which naturally opens freely and sees things vividly. But if a particle of dust gets into the eye it loses the power to open and shut freely and can no longer see clearly. The pain, moreover, is excruciating. But when the dust has been taken out. the eye regains its essential nature and opens and shuts freely and sees clearly again. Just so the original nature of the heart is to be contented and happy, but when the dust of passion gets in, all sorts of grievous pains arise. It is because learning shows the way back to original happiness by washing away the dust of passion that it will, if diligently pursued and heeded, restore the former happiness of the heart." To Toju, communion with the spirit of the old masters was merely a potent means of letting rycchi have full sway, driving out the

<sup>63.</sup> Inouye, op. cit. 130.

# ON LEARNING

With Toju, ethics is the only learning. As we have already noted, he uses the term learning in the sense of moral much more than of mental culture. Learning is the means of attaining to the height of a seijin or saint, through the cutting out of selfish appetites and the unfolding of inborn wisdom. So in Okina Mondo, III, he says, "The substance of learning is clearing off mental impurities and improving our actions." Or, as he elsewhere declares, "The essence of learning is the recognition of the central reality, i.e., of ryōchi, and its unification with oneself." Although, as this sentence shows, he was by no means a literalist, he enthusiastically devoted himse'f to the exposition and application of the classics, among which he studied most ardently "The Book of Changes" and the "Classic of Filial Piety." But he tried to pierce to the heart of the old masters. Unlike other scholars of the age he was not enslaved by the latter. He says: "What we read is in fact only a commentary on our inborn nature. The commentary is useful only so far as we understand the text. we do not recognize our ryōchi, but lose ourselves in the study of old writings, it is just like studying only the commentators instead of reading the original text."61

And again, he hurls these biting words against "false learning." "It is an empty reading and writing and a mere imitation of the fashions of famous men. In China there are also all sorts of 'isms and 'ologies; here in Japan there is this empty reading and writing and the Buddhist learning, but only the first of these is commonly meant by learning. It is a priest-like mumbling of words—reading, writing and making verses for the sake of wages or reward; going over the classics and other books as an exercise for mouth and eye. A very haughty thing is this learning of the world."62

<sup>61.</sup> Inouye, op. cit. p. 129.

<sup>62.</sup> Knox, op. cit. p. 163

virtuous even without laws; if he is bad, laws are useless and sometimes evil increases with the severity of the punishment, as dirty water becomes dirtier with stirring and clears when left undisturbed."59

We cannot better end this section on Government than to quote Tōju's laconic answer as to how to study the art of government. "The Confucian learning," says he, "is the art of government. Learning polishes the illustrious virtue; the development of this wonderful, eternal virtue is the foundation of government." 60

<sup>59.</sup> Knox, op. cit. p. 167.

<sup>60.</sup> Knox, op. cit. p. 168.

must hate and envy none. The lord must respect his ministers. To them he entrusts his dominion, reserving to himself only the powers of reward and punishment. As the samurai are the defence of his dominion, of course he will care for them; and as the commonalty are the wealth of the empire, he will cherish them as a hen her chickens. The duties of the samurai may be summed up in single-hearted loyalty, the sacrifice of self for lord and country. He must serve his lord as he would his parents, for the lord is the nourisher of the body his parents gave. The samurai of rank must counsel his lord, giving good advice even though it prove distasteful, and dissuading from evil even at the sacrifice of life itself. The lower ranks are to do their duty without question, and in time of war to fight bravely and skilfully, while the men in command are to mature their plans though the enemy be still far distant. The common people are to manifest their loyalty by obeying the laws, paying their taxes and following diligently their trades, for they too are really retainers, though without salary. The lord, then, is to treat his retainers with kindness and the retainers to obey lovally."58

With merciless logic Toju, like Confucius, makes the ruler solely responsible for the weal or woe of his people:

"Especially must the lord be careful in choosing his ministers, since if they deceive him all manner of evils arise. Foolish rulers, however, choose men from fancy, as the magnet selects iron from the heap; but thus, though there are wise men, since they are not employed it is as if they were not. While if the bad are not employed they can do no evil; so after all the happiness and misery of the land rest on the heart of the ruler alone. He is responsible."

Tōju's reply to the question, "Should there be many and severe laws?" makes one wonder what he would say if confronted with the massive law codes of Japan to-day:—"All depends on times, circumstances and ranks. We cannot decide once for all. The heart of the ruler is of first importance. Since the subjects imitate the ruler, if he is good they will be

<sup>58.</sup> Knox, op. cit. pp. 161-2.

learning and arms are linked together like the two principles, in 陰 and yō 陽. It is impossible to conceive the one without the other."<sup>16</sup>

The severe ethical requirements of government are clearly expounded in Okina Mondo, I: "He who cannot rule self cannot rule an empire, and hence the emperor is to rule himself first of all. He should choose his officers with care, apportioning their duties according to their various obilities; he should rule justly and so that all his subjects may enjoy their natural. rights and privileges; in short, as the father cherishes his children, so the father of the nation is to cherish his people. This is the virtue of ko as the son of heaven obeys it. The daimyo is to govern his own body and soul in accordance with the way, to see that the wealth of his dominion is preserved. to treat the officers of the emperor with respect and the lower officers with consideration, to look with pity on the farmers. and especially to care for the widows and friendless, and so to rule that the prosperity of the province may be long preserved. This is the duty of ko for the daimyo. The minister should be an example in conduct for other men. Thought, word and act must be for his lord and his country; nothing must be done for self, self-glory or self-interest. In times of peace the government is in his hands. In time of war he goes forth in command, and hence must be well versed in the art of war. He is to have a care that the worship of the gods and of ancestors is not neglected. The samurai must give single-hearted obedience; forsaking self, he must serve his master, he must be well versed in his duties, must be faithful to friends, careful of his words, seeking to do right in all things, and in time of danger be prepared to do his lord efficient service. The common people must do their work without laziness, accumulating wealth and not wasting it. They must fear the government and obey the laws."57

Again, further on in Book I he recurs to the subject, but with more emphasis upon duty and less on character: "The differences of rank and position are decreed by Heaven: so we

<sup>56.</sup> Knox, op, cit. p. 165.

<sup>57.</sup> Knox, op. cit. pp. 103-4.

## VIEWS ON GOVERNMENT.

Ethics was the chief burden of Tōju's life and teaching. He rarely touched on politics, being made all the more reticent, perhaps, because the Yōmei doctrines were under the ban of the Government. But when he does discuss political principles, he bases them even more completely than Confucius or Mencius on ethical principles. He makes moral culture and government essentially one. "Government is the principle by which native virtue is clarified: learning (moral culture) is the art of governing the people of the world." This reminds one of the naive views of Socrates and Plato, and it is encouraging to believe that modern rulers and scholars are sincerely espousing this same ideal, so deeply eclipsed in some periods of the world's history. Tōju extends this identity of learning and government by applying it also to learning and arms:

"Question: There is a saying that arms and learning are the two wheels of a wagon, the two wings of a bird. Are arms and learning two?

"Answer: It is a popular error, for men think learning consists in reading, writing and poetry and a mild disposition, and arms to consist in a fierce disposition, horsemanship, fencing and the like, while really there is no distinction between the two. No true learning is without arms and no true arms without learning. Learning governs empire, province, family and self in time of peace, and in accordance with the way, while arms restrain the unruly, punish the evil and carry on war. The root of arms is gi and of learning jin and these two virtues are one. From these roots come the leaves and branches—letters, horsemanship and the like. Some men have the root without the leaves: they seem to be weak, but have strong hearts, and such men are many. Some men have the leaves but not the root, the accomplishments without the virtues: thus they are like sheep in the skins of tigers. Thus

<sup>55.</sup> Inouye, op. cit. p. 124.

In this connection we naturally inquire what Tōju's ideas were on the future life. I think all will agree that he had an exalted conception for his time:

"Question:—The students of magic can live long and never die, and the Buddhist becomes a hotoke rid of his corrupted body. Can Confucianism give such rewards after death?

"Answer:—Thorough study of the classics will banish such heretical doubts. The aim of both these systems is to control the heart and clear the original nature, and this when accomplished is called long life and becoming a hotoke. But after all these men do not understand the holy heart and thus are one degree below the wise man. As the knowledge imparted by Confucianism is higher than that gained in the other systems, so is its reward greater. As the sages have said, "Agreement with the original principle is true reason. great Spirit of the Universe fills all the sky, calm, imperturbable, the source of all things. When man conforms to this great principle, though he disappear he does not become extinct. He returns to the primal spirit as a drop of water into the sea, as a vapor in the sky melts away. He is not destroyed, but continues as fire entering fire. Nor is there reason why he should not appear again, as the scattered vapor gathers again in a different form. Man at one with the spiritual law behind the universe is as imperishable as the universe itself. True wisdom comprehends this truth and knows perfect peace."54

We have now surveyed briefly the whole range of Tōju's ethical teaching. There is certainly much to admire and little to condemn. But perhaps the best thing we can say about it is that the Sage succeeded to an unusual degree in exemplifying it in his own life.

<sup>54.</sup> Knox, op. cit. pp. 346, 347, 349. The quotation is from "The Book of Changes."

with contempt, but reverence them." If a man of such position could use such an illustration to enforce this duty, no exhortation can be needed by men of lower rank."52

Patience or Stoicism. Toju holds patience or stoicism, nin Z, to be the running-mate of humility. It not only begets an even temper but purges the heart of the impurities of the lower nature. His etymology of the term is striking and would seem far-fetched unless one recalled that the Japanese "nin" has a more positive content than the English "patience." means to reject evil as well as to endure it. He says: ideograph 忍 nin is composed of 刄, a sword, and む the heart. That is, if the self-accusing heart, weighed down with its own wickedness, will make itself a sword to cut off the accretions of wilful desire, then the result will be complete freedom. heart will be swept clean of the devil of fame-hunger and the thief of low desire. Hence nin is the gate to all the virtues." With this etymology in mind the following poem by Toju becomes intelligible: "One act of patience harmonizes the seven passions; two acts of patience bring the five blessings in a troop; habitual acts of patience make one's whole nature beautiful as springtime, and Utopia is brought down from the clouds,"53

On Worship. As we close this section on Tōju's Ethics, it is interesting to notice his frank advocacy of the worship of gods and spirits. "Belief in gods and spirits is a part of Confucianism. In the "Classic of Filial Piety," to worship the father as Heaven and to serve the gods is considered the essence of piety. In the "Book of Rites" directions for the worship of the gods are given at length. Emperor, prince, ruler, scholar and commoner are to worship according to their various ranks and possessions, each rank and place having its appropriate duties. In the worship of ancestors and the teaching of Shintō we find agreement. We must worship ancestors according to rank and the customs of the country in which we dwell. The Buddhist exaltation of the hotoke above the gods is blasphemy."

<sup>52.</sup> Knox, op. cit. p. 251.

<sup>53.</sup> Inouye, op. cit. p. 122.

Loyalty. Toju says little about loyalty as a distinct virtue, for he considers it to be a part of filial piety. It remained for his successors to put loyalty above filiality and thus contribute to Japanese Confucianism its most striking difference from its Chinese prototype. Toju clearly gives precedence to filiality, holding that the most dutiful child would make the most faithful retainer. It was in accord with this conviction that he left the service of his feudal lord in Iyo and returned to Ogawa to give himself to the care of his mother. In the letter justifying his act he wrote: "Filial piety is the weightier and loyalty the lighter duty."

Humility. Like all the old masters, Toju gives a prominent, almost the first place, to humility. "Unless the scholar first purges himself of his self-sufficiency and seeks the virtue of humility, with all his learning and genius he is not yet entitled to a position above the slough of the commonalty."50 And again, "True learning is disregard of self, obedience to the way and the observance of the five relations. Its eyeball is humility."54 His definition and illustration of humility is interesting: "Question:—"What is the greatest virtue for men of rank? Answer:—Humility. Not proud of rank, unselfish, considerate, benevolent, full of pity for others, respectful, hearing advice, distrustful of one's own wisdom, loving good and hating evil—this is humility. Taishun was Dai-sei-jin. and yet he asked for advice even in trifles and did not despise the counsel of men below him, but examined carefully to see if it conformed to the truth, adopting it if in accord, and rejecting it if opposed. For this Confucius praised him as one of the When the son of Shukotan went to his province, his father said to him, "My father was the emperor, Bun-no my brother, the emperor, Bu-ō my son is the emperor, Se-ō and my own rank is Sessho-chosai. There is no one my superior or equal, and yet while my hair is being dressed I stop three times to receive guests, and while I eat I spit out my food three times that I may welcome the gentry who call; still more do I fear to be rude to a superior man. Do not treat others

<sup>50.</sup> Uchimura, op. cit. p. 172.

<sup>51.</sup> Knox, op. cit. p. 246.

first step in the way. The reason is clear, since our bodies are derived from them. We must clearly perceive that our bodies are a part of our parents, and then serve them with love and reverence. If we seek for the origin of things we find that, as our bodies are divided from our parents but still one with them, so are their bodies divided from the spirit of heaven and earth, and the spirit of heaven and earth is the offspring of the Spirit of the universe; thus my body is one with the universe and the gods. Clearly perceiving this truth and acting in accordance with it is obedience to the way. Thus we shall be loving and reverent to parents, respectful and loyal to master, true to friends, just to wife, faithful to husband, not speaking falsely nor acting wrongfully even in little things, obeying the way with word and thought and deed—all this is included in the virtue ko. Even lifting hand and foot we must follow ko. the errors of mankind arise from "self" as we think "this is my body," "this is mine"; but kō slays self. Even learned men are not true scholars when ignorant of this philosophy, still more are ignorant men near to the brute."48

A little farther on he gives a quaint explanation of why he makes the care of parents the primary duty only in the case of the common people: "They are to take care of their parents, loving them better than their own bodies, and being ready to serve them even at the expense of suffering to themselves.

"Question:—Why do you confine filial obedience to the common people?"

"Answer:—All above the rank of samurai cannot need this admonition. They have enough wealth and feel no temptation to neglect their parents; it is only the poor who can need this counsel."

The results of unfilial conduct Tōju paints in dark colors: "Filial piety is the root of a man. If he lets it die, he becomes liks a rootless tree. It were better for him to be dead in truth and escape such a living death. 這簡是人根若滅却此心則其生如無根之草木條不死者. 幸免而已."

<sup>48.</sup> Knox, op. cit. pp. 102-103.

<sup>49.</sup> Knox, op. cit. p. 114.

nothing more important than reverence to parents. We must put parents in the place of Heaven. The gods admire a filial spirit, and all virtue is included in this. To love others without loving our parents is mistaken virtue: Thus filial piety fulfills the law." And after exhausting his vocabulary in praising ko, he concludes his whole treatise with these words: "But when the sage appears, the divine, his virtue unites with heaven and earth, his light is one with sun and moon, he knows good and evil like gods and demons. Yet, after all, Confucius said: "Even in the virtue of a sage what is there beyond filial piety?"46 More definitely, he says that kō implies "obedience, which is a debt we owe our parents. Consider how their pains and anxieties begin before birth, continue through childhood and youth, and how innumerable are the blessings we receive from them. Their love is higher than heaven and deeper than the sea. All men acknowledge the duty of gratitude, and filial obedience is merely showing the edge of gratitude. Even crows feed their parents, and lambs show their respect by stooping as they eat. It is the beginning of all the virtues, and when we forget it we cloud the soul with lust, dim the illustrious virtue, and are astray in the night. But man often forgets parents for the sake of those from whom he receives wealth, or for love of wife or concubine, forgetting that wealth is merely the ornament and the wife the pleasure of the body, while the body itself is the gift of parents. To neglect them is to show that we are not men. It follows that we are to be grateful and obedient even to those parents who forget their duties. Our duties to parents are to both mind and body. We are so to govern ourselves as to cause them no anxiety, to give them needful food, to provide medicine and nursing in illness, to mourn at their death, to bury them with the customary rites, to hang up the tablet and give it due worship; this is all included in filial obedience."47

Tōju's natural philosophy of kō in its practical aspect is a typical bit of naive reasoning: "Obedience to parents is the

<sup>46.</sup> Knox, op. cit. pp. 349, 350.

<sup>47.</sup> Knox, op. cit. pp. 160-161.

is the elder, reciprocal affection is the child. Thus, when we look at all things in the light of this principle  $k\bar{o}$ , we see that apart from it nothing has been produced. If we appropriate this principle in our own hearts, the result is pity (toward those below) and reverence (toward superiors)."

In Okina Mondo, I, he identifies the mysterious " in it reihō," the fundamental virtue or treasure, with kō. "Originally reihō had no name, but for the sake of teaching the ignorant, the sages called it ko. In these days, on the contrary, every one knows its name, even the young and foolish; but those who know its true nature are very few, even among the aged and learned. It may be considered as divided into "ai" and "kei," "Ai" is love and kindness to others, "kei" is reverence for superiors and consideration for inferiors. is like a looking-glass: The glass reflects many shapes and colors, but itself is always unchanged; so ko reflects all the virtues but is itself unchangeable. All the virtues, obedience, loyalty, faithfulness, kindness, as they exist between the different ranks and relationships of society may be resolved into ai and kei, and these two are ko-the division into various duties being for convenience in teaching. And any one, even a little child five or six years old, can learn about this virtue, but even the aged and learned find its practice difficult.

"Question: I had supposed that kō meant filial obedience but now I perceive it embraces all the virtues.

"Answer: Kō dwells in the universe as the spirit dwells in man. It has neither beginning nor end: without it is no time or any being; there is nothing in all the universe unendowed with kō. As man is the head of the universe, its image in miniature, kō endows his body and soul, and obedience to the way is the very pivot of existence."

In another place he says: "Kō is the fundamental principle in the universe; it has neither beginning nor end."

These passages all present kō in its transcendental aspect, in which it may be identified with ryōchi. But Tōju also makes it a very mundane virtue, second to none in practical life. Thus, "There is nothing greater than kō, and kō knows

· Carried off

<sup>45.</sup> Knox, op. cit. p. 102.





The Divining Sticks and Hexagrams used by Tōju in Studying "The Book of Changes."

may be seen in his "Kōkyō Shinpō 季輕 心 法," the first few lines of which are not unlike the prologue to St. John's Gospel:

"Before the heavens and the earth were conceived ko was the divine way of heaven. The Heavens, earth and man, yea, all creation, were conceived by ko. Spring and summer, autumn and winter, thunder and rain and dew had not been except for ko. Benevolence, righteousness, propriety and understanding are the principles of ko." He continues: "The five relationships 五典, and the ten virtues of relationship 十篇 (i.e., lord and subject, parent and child, husband and wife, older and younger brother or sisters, older and younger friends, and their appropriate virtues), are the seasons of ko. The womb of divine reason was in ko. It cannot be expressed or named. But if it is arbitrarily given a form, it is called ko." follows this interesting etymological digression. ideograph for ko 孝 is composed of the two ideographs, 老 and 子, i.e., an old man 老 leaning on a child 子. When they were written together they were abbreviated (E being left out). The reason of heaven before the heavens and earth were opened up was the elder 老, and ki 氣, the passionate principle, was the child 子. When the heavens and the earth had been opened up, heaven was the elder and the earth was the child. The universe (乾坤 the primitive cosmos) was the elder. and the six elements were the child. The sun is the elder and the moon is the child. Eki 易" is composed of the characters 日 and 月, sun and moon. The meaning of 老 and 子 is the same as 日 and 月. 易. "The Book of Changes" and 孝 輕, "The Classic of Filial Piety," constitute one indivisible truth. Mountains are the elder; rivers and the child. The Middle Kingdom is the elder; the eastern barbarians (Japan), the southern barbarians (India), the western barbarians (Europe?), and the northern barbarians (Mongolia and Manchuria), are the child. The ruler is the elder; the subject is the child. The husband is the elder; the wife is the child. In the realm of the shaping of another person's character, the man of benevolence

<sup>44.</sup> The character used to cover the whole science of divination and the laws on which it is supposed to be based: also, the title of the classic, "The Book of Changes."

water quiets the waves even below the surface, so the quiet heart calms all one's desires. 静なる心の水に住む月のかくる、波の時に定むる

Perseverance. Perseverance alone will win the precious fruits of self-discipline. "In order to cultivate virtue we must act rightly every day. Every time we gain one in goodness we subtract one in evil. If right is day by day pursued evil will day by day retreat: the longer the day the shorter the night. If this were kept up long enough, how could one help becoming a good man? 吾人德を修むることを思けり日本に善をせん而已一善益するきは一悪損す。日本に善をせん而已一善益するきは一悪損す。日本に善をなるは、日本に悪趣くべし、是れ陽長することは陰消するの理なり。"4

Independence of Other's Opinions. What others think of us is often too strong a factor in determining our actions. Toju rebukes such servility in these words: "What the people of the age admire is done and what they disapprove is not done, without considering whether it is right or wrong in itself. Such conformists are shojin, small men. Praise elates and condemnation worries them. They are anxious about the outward form, but know not the heart of the way." <sup>42</sup>

Repentance. "Repentance is the road which leads from misfortune. One should not brood over a misdeel too long after repenting and making amends. When we recall our misdeeds after experiencing a change of heart, they should seem unrelated to us; we should no longer have any pangs of remorse. But if the recollection of them arouses a sense of shame, the root of our misdeeds is still hidden in us." <sup>43</sup>

Filial Piety. In Tōju filial piety, 孝 kō, holds such an important place that it will be worth while to consider it at length. In the narrow sense, kō is reverence toward one's parents. But Tōju, enlarging upon the ideas of the Chinese work, "Kōkyō Enshinkei 孝極投神哭," interpreted it in the broadest sense, making it a transcendental principle, eternally existent, but expressed and applied in human relationships. How deeply his mind was stirred by the contemplation of kō

<sup>41.</sup> Inouye, op. cit. p. 109. Cf. "Many a mickle makes a muckle," and "The little foxes spoil the vines."

<sup>42.</sup> Op. cit. p. 111. 43. Op. cit. p. 113.

nothing even were a Confucius to come to him. A true aspiration masters a man. Hence Confucius said, "A commander of vast armies may be defeated, but the aspiration of the commonest person is in lomitable."— We must distinguish between the true aspiration after morality and the false aspiration toward the mean objects of life, which have only a temporary charm and lead us into endless disgrace." (Cf. John. 6:34.) "Think of yourself as a citizen of the universe (literally, a man living between heaven and earth); if Heaven is your teacher and the divine light is your companion, you will have no desire to make requests of other men."

天地の間に、己れ一人生きてあるさ思ふべし、天を師さし、神明を友さすれば、外人に頼る心なし.

Enlightenment. Next to aspiration the mind must attain enlightenment, that is, be made free from bewilderment and doubt. Passion and moral doubt may overcloud ryochi, but as soon as they are dispelled, ryochi sheds her bright light again like a cloudless sun. In Okina Mondō, Tōju declares, "Men may be divided into two classes, the darkened or bewildered 迷, and the enlightened or understanding 悟. The former includes ordinary, mean persons, while the latter includes the saint (seijin), the kunshi, and the buddha. Bewilderment come out of one and the same mind. When overclouded with passion, the light of conscience becomes indistinct and dark like a moonless night. Then we call it "mayoi no kokoro," the doubtful or bewildered mind. But when it is purified through accumulated moral culture, it is clear and bright with the light shed by the full moon of the heart. Then we call it "satori no kokoro," the enlightened mind."

Self-mastery. Enlightenment can only be won as the result of self-mastery, the taproot of all morality. "When we are tempted by external things, the fault is in us, and not in those things. If devils are driven out of our mind through self-denial, there is no demon under the sun that can disturb us." As in often the case, Toju best conveys the subtler shades of his thought in a verse: "As the moon resting on the

<sup>40. &</sup>quot;But every man is tempted, when he is drawn away of his own lust, and enticed." James 1:14.

Thus he says: "There are six curses, viz, first, doing evil with a bad heart and being cut off in the midst of life; second, illness; third, poverty; fourth, sorrow; fifth, the willing choice of sin, great badness; sixth, knowing the truth and acknowledging it, but not obeying it. These are the six punishments the way of Heaven always decrees to the wicked. These awards are eternal, unchangeable like the variations of the seasons. But he believes that peace or pain is self-determined, for Heaven is generally only a name for the moral order. "The power of giving or denying gifts to men is in Heaven, but the secret of gaining or losing them is in one's own mind. If one improves himself by self-examination and watchfulness, one will gain heavenly gifts. But if one deceives himself and is distracted by worldly things, Heaven will take gifts away from him to hi, own loss."

In other places he makes the punishment even more clearly subjective, as in this striking verse:

"Tanoshimi mo mata kurushimi mo yoso narazu. Tada ichinen no jigoku gokuraku.

たのしみも又くるしみもよそならず.ただーれんのちごく,こくらく."

This may be rendered:

"Pain and pleasure only from oneself proceed: Hell and paradise are by the heart decreed." 38

This sentence in Okina Mondō also suggests the same truth: "An evil heart includes all other curses. When the heart is darkened, sights and sounds are painful; even without outward sorrow there is no rest. Thus it is that the law holds—virtue brings happiness and vice misery.<sup>39</sup>

## THE PRACTICAL SIDE

Aspiration. The first essential in practical ethics is aspiration, that is, aspiring to be a seijin (saint) through moral culture. Tōju says, "If one have aspiration, everything in nature becomes his teacher, and if one lack it, he could learn

<sup>37.</sup> Knox, op. cit. pp. 170-1.

<sup>38.</sup> This puts one in mind of Milton's lines:
"The mind is its own place, and in itself
Can make a Heaven of Hell, and a Hell of Heaven." Par. Lost. Bk. L.

<sup>39.</sup> Knox, op. cit. p. 171.

ultimate source of evil and suffering. It is evident, however, that neither of these attempted solutions is conclusive.

When it comes to the overcoming of evil desire Toju parts company with Buddhism and asserts that the will is not to be destroyed, but made pure, by the cultivation of ryochi. And the best method of cultivating ryochi is by "Chichi kakubutsu 致知格物." "Chichi" means attaining supremacy for ryōchi over the selfish will. "Kakubutsu" means making the five processes of seeing, speaking, hearing, thinking and appearance all correct.35 "Kakubutsu" is the means; "chichi" is the end. Hence "Kakubutsu" may be considered the starting point of practical morality. Toju finds support for this rather Buddhistic doctrine in the Confucian classics themselves, for instance, in the opening words of 'Great Learning." "To rest in the highest excellence 止於至善." He explains these words to mean the firm, motionless state of the mind in attaining to the substance of ryochi, a meaning not unlike "Shikwan 止觀" or "Sammai 三味" in Buddhism. But here again, despite apparent resemblances to Buddhism, Toju conceives IL (to stop or rest) not as the stoppage of all desire at a certain point, but as the determination of the right centre and foundation for all true desire and action.36 It is not withdrawal from the world, but taking a right attitude toward the world. This is guite different from the nihilism of Buddhism, indeed, more like the positiveness of Christianity. He quaintly sums up the contrast in this verse:

"Shizen ni todomari nureba kurushimi no

Umi no mizu hite tanoshimino kuni,

至善ニ止マリヌレバ、苦シミノ、海ノ水ヒテタノシミノ園" which may be translated: "To attain to supreme virtue and rest there impassive, would be as joyless as a paradise whose seas had been dried up."

But if the evil will is persisted in, penalty is inevitable, for Tōju believes in 因果應報 Ingwa ōhō, the law of cause and effect, or of retribution for the acts of all previous existences.

<sup>35.</sup> Cf. the Yoga of Ind.a, in which these processes are controlled by severe self-discipline.

<sup>36.</sup> He identifies If with the (the Mean) in "The Doctrine of the Mean."

is constantly lord of our hearts. 良数則5善なり. 良知を致せ ば善常に心の主たり、" Obedience to ryōchi results in noble and transparent character: disobedience results in mean, deprave l character. The wide difference between the superior man and the mean man all arises from self-watchfulness on the part of the one and self-deception on the part of the other, and hence the latter can surely be turned-into the former if he fully obeys ryochi. It is the shojin (mean man) who is afraid of the eye of others, and includes in evil when alone. The very fact that he affects to be good and conceals his evil ways in the presence of a kunshi is proof that ryōchi is not dead in him.33 But the kunshi is conscientious even when secure from the gaze of any other human being. The centre of the superior man is within. Conscious of the friendship of the divine light of heaven and earth, he acts with self-control because he reverences himself. Hence self-reverence<sup>34</sup> or fidelity to his true self, i.e., obedience to ryōchi, is the keynote in the character of the superior man. The question naturally arises, what leads a man to disobey ryōchi, if it is really the fundamental, inherent reality of his nature? How can the naturally good heart be the source of evil desire? Toju attempts two solutions. The first is that desire has nothing to do with ri, the noumenal, spiritual nature, but originates in ki, the passionate, phenomenal nature. (Cf. St. Paul's "the flesh and the spirit.") And yet he will not admit that ki is essentially evil. The second solution is that desire lies latent in the background of the mind until aroused and brought into play by a selfish thought. That is, like Shaka and Schopenhauer, Toju makes the will in its blind and carnal activity the

<sup>33.</sup> Inouye, op. cit., p. 95. The conclusion of this passage is striking. "The workings of ryochi, though hidden in the bosom, are really evident to the eyes of all men.—The true nature of our mind, whether good or bad, can never remain long concealed. It may be hid for a while, but in the end it will be disclosed 善悪共ニ内ニ誠アリテ,外ニ鹽ハルルコト,カカレナシ. 外へ一旦ハ善悪共ニカクレテモ其實ハ終ニ知レストニフコトハナキゾ. This is a remarkably close parallel to Christ's words: "Fear them not therefore: for there is nothing covered that shall not be revealed; and hid that shall not be known."

<sup>34.</sup> Reverence to seems to mean reverence for one's heaven-bestowed good nature, to defile which would be impious, much like St. Paul's exhortation to be pure because we are the temple of the Holy Ghost.

and joy for a kunshi is within himself 君子安樂の本體は吾人 方すの内にあり"; and again, "However illustrious our teacher may be, he cannot divine our secret thoughts. In distinguishing good and evil, if we revere the inner divinity it will prove to be the best teacher. 明師ありき雖も 一念の微は知りがたし、唯我れにありて善悪を 知るの震明を捧持する時は師我れにありて幽 明の隔なし."31 In passing, we may observe that Toju asserts the brotherhood of man in as clear and eloquent form as any non-Christian thinker. He says: "Since all creation is from the same great root, all the men within the four seas are connected branches." 萬の物皆大本より生ずれば四つの海の人悉く連 れる枝なり. "If we look upon Heaven and Earth as the great parents of all men, then we and other men, whosoever bears the human form, are all brothers. Therefore, sages welcome the thought that all within the four coasts are one family, that the Middle Kingdom is like one man. To set up a barrier between ourselves and others and look upon them with aversion and contempt is the sign of a mean, misguided heart."32 Like Confucius—" All within the four seas are brothers," and Shaka—"Heart of pity toward all creatures," and Jesus— 'Whosoever doeth the will of my Fathor who is in heaven, the same is my sister and brother and mother," Toju, in theory at least, looks upon all races as equal. It would be interesting to know whether he literally believed this noble sentiment, or whether, like some, if not all, of the Chinese sages, he limited its application to the "Greeks" of the Orient and looked upon all others as "barbarians." As he never came in contact, so far as we know, with aliens, we can only say that his attitude toward all classes of his fellow countrymen, at least, was democratic and unbiassed.

The problem of evil was the knottiest that Toju wrestled with. He faced it bravely, but with only partial success. His starting point is that "ryōchi is good; if we follow ryōchi, good

<sup>31.</sup> op. cit. p. 93.

<sup>32.</sup> 天地を萬民の大父母さなして見れば、我も人も人間なる程の者は、皆兄弟然る故に聖人は四海を一家中國を一人さ思召すさなり、吾れさ人さの隔を立ていけわしくうさみ悔りなるは迷へる凡夫の心なり、Okina Mondō, I, Inouye, op. cit. p. 57.

## ETHICAL TEACHINGS

The Theoret'cal Side. In ethics the first thing to be settled, says Dr. Inouye, is the standard of good and evil. The idealist judges the goodness or badness of an action from the motive; the utilitarian, from the consequences. Toju belonged heart and soul to the idealist school. He write: "Moral worth inheres in our heart and not in our acts. Every act centripetal to ryōchi is good, and every act centrifugal from ryōchi is bad." Thus ryōchi stands at the heart of his ethics. Whether expressed or not, it is the meridian base from which he surveys the whole field of morals. Let us now scan a few of the deductions he draws from ryōchi.

Toju holds that since ryochi is the groundwork of the world all mankind alike are possessed of it, much as conscience is attributed to all mea by modern intuitionists. If our ryochi were fully developed, then we would be divine. The voice within which cries out against our self-deception is ryochi (reminding one of Socrates' daimon). In "Great Truths of Shintō 神道大義" he writes: "The kunshi or superior man is watchful over the workings of his own mind, known alone to himself. He denies himself all thoughts displeasing to the divine light of the world. He refrains from doing anything simply to win the praise of men. He may have evil thoughts and commit evil actions, but the divine light will show their real nature to him sooner Then he will recover his original purity of The hoi polloi, "bonpu," think and act evil, and in shame conceal it from others because their own ryochi convicts them. There is in all men, whether good or bad, a divinity like a clear mirror."30 Toju conceived this divine spirit as immanent in us, somewhat like Christ, when He said: "Behold, the Kingdom of God is within you." In a letter to Nakanishi he sums up the matter by saying, "The real source of peace

<sup>29.</sup> Inouye, op. cit. p. 89.

<sup>30.</sup> Inouye, op. cit. p. 90. Cf. Romans 2. 15.

includes both the transcendental and the empirical. After trying to amalgamate all the phases of ryōchi into one clear, consistent whole, one is more convinced than ever that Tōju was more of a mystic and poetic moralist than a critical philosopher. He is to be compared with St. John rather than with Descartes. Indeed, it is not straining the point to suggest that ryōchi bears some resemblance to the presentation of Christ in the Gospel of John as the Way, the Life, the Truth, the Light and the Logos.

On Knowledge. Toju's view of the origin of knowledge or wisdom is evident from his conception of ryōchi. Knowledge being derived through ryōchi is, like ryōchi, transcendental or intuitive. What is not inborn but comes from external experiences casts a shadow over true intuitive knowledge. The kingdom of wisdom is within, waiting for experience and the need of action to bring it to light. In "Jindo Tosetsu" he says, in substance: "The natural mind is a clear mirror uncrossed by any image, except as it is full of the divine spirit. Everything is reflected as it is, without any action on the part of the mirror itself. It is better for the mind to be empty, since any accumulated knowledge hinders its natural action in reflecting things truly as they come". 28 This resembles Spinoza's doctrine that knowledge is inborn, and will retain its natural clearness if kept free from the disturbing influence of passion. Even Kant and Toju, different as they are in general, are at one in their conception of the transcendence of knowledge. In this respect Toju most closely resembles the Vedantic conception, that through self-knowledge we attain to supreme and universal knowledge. We can imagine that Socrates, too, with his "Know thyself," would be glad to own kinship at this point with Toju.

<sup>28.</sup> Inouye, op. cit. p. 85.

如後者is a person in whom dwells Jōtei." And since ryōchi and meitoku 明德 are interchangeable terms, it follows that ryōchi is equivalent to Jō.ei. As Jōtei is the lord of the world, the macrocosmos 大體, so ryōchi is the lord of man, the microcosmos 個體. In one of his letters Tōju identifies ryōchi and the Tarhagata or Nyōrai 如来 of Buddhism. But he does not stick to any one meaning or term for ryōchi, as will be evident after glancing at the following terms, all of which he uses in one place or another.

- 1. Tensei 天性 or Honshin 本心, heavenly or original nature.
  - 2. Ri 理 or Tenri 天理, law, or heavenly reason.
- 3. Ki 氣, the passionate, or formative element in the world.
  - 4. Kokoro 心 or Dōshin 同心, the mind or heart.
  - , 5. Shingo 真吾, the true self.
    - 6. Makoto 誠, truth.
    - 7. Hitori 獨, the absolute.
  - 8. Meitoku 明 德, enlightenment.
  - 9. Chu 中, the central principle or the mean.
  - 10. Kō 孝, filial piety as a universal principle.
  - 11. Tenkun 天君, the heavenly or princely man.
  - 12. Michi 道, the way.
  - 13. Zen 善, the summum bonum, righteousness.
  - 14. Setsuraku 武樂, joy or bliss.
  - 15. Kōmei 光 则, pure light.
  - 16. Jin ₺, benevolence.
  - 17. Rei 禮, propriety or harmony.
  - 18. Zenchi 全知, omniscience.
  - 19. Kōdai Muhen 廣大無邊, omnipresence.
  - 20. Chōzai Fumetsu 長在不滅, the everlasting.
  - 21. Seijin 聖人, the sage.

The above list is enough to show that the ryōchi of Tōju is in some of its aspects not unlike "conscience" as used by some modern ethicists, except that "conscience" is generally limited more particularly to the empirical side, while ryōchi



Chi Ryōchi, Attain Enlightenment. One of Tōju's basal precepts, written by himself in his youth.



from, he replies, not unlike a Buddhist: "Desire is the source of all evil and passion. When desire is aroused the mind is darkened and confused. But when the mind is not disturbed by desire, it is clear and every act is right and good."<sup>26</sup>

Equality of Opportunity. The homogeneity of human nature implies that all men have an equal right to attain superior character. Tōju is a democrat and holds that the humblest man differs in no way from the noble in his capacity to become a superior man or a sage. While this suggests Rousseau's conception of equality, Tōju never let his idea carry him into extreme individualism. He does, however, prepare the way for the fuller Christian teaching of the worth of every man. In commenting on "Great Learning" he writes:

"In ancient times the ideographs A (hito, man) and R (tami, plebs) were not interchangeable. Persons of rank were called hito, persons without rank were called tami. Rank is determined by man. When men are born, they are all, rich and poor alike, Heaven's people (tami). Hence hito implies an artificial limitation; tami implies no limitation" "The son of Heaven, feudal princes, nobles, ministers, and the commonalty, are the five ranks of society. They are ranked as honorable or contemptible, great or small, but in character there is not a hair's breadth of inherent difference."27 Truly, Christian doctrine! Indeed, the similarity of parts of the Yomei teachings to Christianity was one reason for the practical interdiction of Yomei in Japan. As Uchimura says: "When Takasugi Shinsaku, a Chōshu strategist of revolutionary fame, first examined the Christian Bible, he exclaimed, 'This resembles Yang Mingism; disintegration of the Empire will begin with this.' That something like Chrisianity was a component force in the reconstruction of modern Japan is a singular fact."

On Psychology. Tōju teaches that ryōchi is not only a heavenly gift, innate in every man, but that it is Heaven itself. For example, he says: "Heaven and our mind are of one origin." "Wisdom \*\* is the pure virtue of the heavenly reason,

<sup>26.</sup> Inouye, op. cit. p. 82.

<sup>27.</sup> Inouye, op. cit. p. 60.

in his conception of even the physical origin of man. He says: "It seems as if the infant were the production of its parents, but not so; the ruler of the universe, Jōtei, gives the command to heaven and earth, and from these man is born."<sup>23</sup>.

The Natural State of the Human Heart. Both Mencius and Juncius agree in holding that all men are endowed with the same fundamental nature; but Mencius considers human nature to be inherently good, while Juncius<sup>24</sup> considers it to be inherently bad. Tōju agrees with Mencius that "Everything done according to innate human nature is good." He says, "Let us take counsel from our original nature, for it is still pure though we be ignorant and wicked." "The heart by nature is fixed neither on good nor evil, but it learns unthinkingly as it sees and hears and imitates those about it, as we color water red or green, though naturally it is neither. When the coloring matter sinks to the bottom, the natural color appears. So as evil settles to the bottom, the original nature appears." As we shall see further on, this view gave rise to Tōju's chief metaphysical problem, one which he never solved.

The distinction between the superior man (君子) and the small or inferior man (小人) consists in the degree to which a man opens his nature to the guidance of ryōchi, which is infallibly right. If the heart chooses evil, the native goodness of ryōchi is neutralized, declares Tōju. Here is the rift in his monistic lute. He lets evil get into his system by admitting that the naturally good heart, strangely enough, naturally chooses evil. Right here he parts company with his master, Oyōmei, who allowed no evil to grow out of ryōchi. Tōju would fain rest in the same "closed system"; he dreads to seize either horn of the dilemma, but the facts of his own experience and observation compel him. Hence we find the not unusual phenomenon of a monist in theory stooping to dualism in practical ethics. When Tōju is asked bluntly where evil comes

<sup>23.</sup> Knox, op. cit. p. 254.

<sup>24.</sup> Juncius, 荷子, a Chinese philosopher who lived some time between Mencius, 371 B. C., and the destruction of the classics in 213 B. C.

<sup>25.</sup> Knox, op. cit. pp. 348-49.

man, are proud by nature. The fruits of the proud heart are an evil mind, discord, crime and madness. Let us beware lest we tread this terrible road leading down to the brutes and the dominion of the devils. Pseudo learning greatly fosters such pride but never awakens the determination to root it out. If, either with pseudo learning or with none, we invite the devils to our darkened hearts, our pride becomes more set; it sends forth evil habits like rank leaves and branches. Men become to us like dead worms. No one is worthy to hold up his head beside us. Intolerant toward our equals, scornful toward our paren's, reviling our lords and ridiculing our friends, violating the precepts of filiality, of respect of loyalty and of fidelity, we come to keep company with devils and to act like them. We fall under the sway of devils. This tendency is especially strong in the case of men naturally clever and free from gross desires."<sup>22</sup>

On Man. The universe is made up of the two principles ri and ki. Man partakes of ki in his physical form and of ri in his mental and moral nature. Of all the creatures man alone can have ri in its fulness, with the consequent possibility of moral perfection. Man alone can hold ki under control, in perfect equilibrium. Hence man is the master of all nature, and can help determine the evolution of the world. The lower creatures also embody both ri and ki, but their spirit is blurred and cannot clearly perceive ri. Engrossed with carnal appetites. they are virtually blind to spiritual things. Man knows both life and death: if he dies, he knows it is not the end. Animals know neither life nor death; hence death is the end. They only know enough by virtue of their ki nature to grieve over death. Birds have even less understanding than beasts: they suffer. but they do not fear death. Fish have feeling but no understanding. Trees and plants have life only and not even feeling. Thus man is at the top of the ladder. There are, however, saintly and common men. The sage is one in whom the divine light, i.e., ryōchi, shines forth. The common man is one in whom the saintly has not yet been brought to light. The vein of idealism and spirituality which runs through Toju crops out

<sup>22.</sup> Inouye, Nihon Rinri Ihen, p. 47.

within our own minds. 我心口則多太虚化り天地四海し我心中に在り" Thus all distinctions between life and death, between existence and non-existence, are submerged. He holds that true insight would lead every one to the perception of one life and law underlying all phenomena. In all this we see his dependence upon Laot'ze and Buddhist philosophers. But his practical nature and his hatred of Buddhism kept him from falling, like them, into the snare of nihilism.

On the Divine Spirit. Though under various appellations, <sup>21</sup> he conceives Jōtei as the omnipresent, omnipotent creator, and the dispenser of judgment. Hence, reverence toward the divine is an important element of his doctrine. But as we might expect, in view of his pantheistic leanings, Tōju blurs the distinction between Jōtei and man. "Man is heaven in miniature: Heaven is man magnified." "Heaven or Jōtei is the pervading self; Heaven in us is the limited self. And the Heaven in us is our heart, or conscience, i.e., ryōchi. Heaven, earth, man are called the three ultimates. They differ in form but the divinity in them is the same. 天地人是三極之景之。形以異なれた。

Tōju's view here is quite similar to the Vedantic conception of Brahm as both the substance of the world and the spirit of the individual. Holding Jōtei to be thus immanent in man's consience, Tōju finds it natural to believe in the possibility of perfect communion by man with the divine spirit. Although Jōtei is sometimes represented by Tōju as "our grand-parent" (Okina Mondō, III), and therefore, in a sense, as personal, he is really little more than the personification of the moral order. He has no concrete being. He is the world-soul, the governing principle of the universe, just as the mind is the master of the body.

On Evil Spirits. For the most part Tōju ignores evil spirits, notably in his developed doctrine of evil. But in Okina Mondō, III, we have what may be considered his earlier ideas on the subject: "All men, except the sage and the superior

<sup>21.</sup> For example: 天 Heaven; 皇上帝 Divine Sovereign; 太一尊碑 Only Great Revered Divinity; 太上天尊大一神 Only Great Revered Divinity in Highest Heaven.

Being, or Sovereign (Jōtei £#),<sup>19</sup> a reality which may be called the world-soul. While he appears at first sight to be a dualist like Shushi, the world being conceived as composed of the two principles, ri and ki, a close investigation shows that he differs from Shushi, in making ri and ki proceed from Jōtei, of whom they are attributes. Tōju is thus kindred to Spinoza, who conceived mind and matter as attributes of the substance of the universe.

But sometimes, with characteristic indifference to the charge of inconsistency, Tōju seems to hold the unity of ri and ki as a merely logical necessity, and to rule out any personal source and centre of the world. Still, on the other hand, he tries to steer clear of a vague pantheism. He recognizes the distinction between the individual and the whole, as in this passage: "Althogh the universe (太虚), heaven, earth, man and nature are one, we can discriminate between them just as we can between the roots, trunk, branches, flowers, fruit and leaves of a single tree."

Tōju's decided tendency toward idealistic monism is seen in these lines: "The heart is the summary of all forms, another name for infinity. It unites ri and ki. It coordinates the mental powers and is called the lord of the body, but it really exists outside the visible world. There is nothing greater nor smaller. Indeed, Ten, the Creator, may be said to be within ourselves 心は統體の總號にして太極の異名なり.理氣を合して情を統ぶ。一身に主たりさ雖も、其實は天地有形の外に通じ、其大外なく、其小內なし、即ち造化の天我れに在るを得るものなり。"20

How near his idealism, like Yōmei's, verges upon absolute idealism may be seen again in these sentences: "Our mind is the universe. Heaven and earth and the four seas are all

<sup>19.</sup> Jōtei carries a different connotation from God, being less definite and personal, as will appear later, but it clearly implies a spiritual, infinite nature, and so, for convenience, may be rendered God. Legge, however, declares with reference to the same term in the Chinese classics; "I can no more translate ti 帝 or shangti 上帝 by any other word but God than I can translate zàn 人 by anything else but man." Vol. III, Pt. I, S. B. E., Preface.

<sup>20.</sup> Inouye, op. cit. p. 48.

loss of Japanese ethical thought, he lived only eight years after this, yet in that time he wrote several profound works. His philosophical attitude is marked by unusual impartiality. Although an earnest follower of Oyomei, he did not depreciate his earlier master, Shushi. He criticised both of them, but reverently, as among the wisest of the sages. Thus, he writes: "Shushi was a great Confucianist and a wise man. Yomei was a knightly scholar and likewise a wise man. But Shushi was too broad; he leaned toward natural science and got far from the laws of the heart. Yomei was too concise (約); he was too tolerant and generous (仁) and leaned toward the heresies of Buddhism. But they both were wise enough to make heavenly reason (天理) the heart of their teaching, eschewing lower motives. Both alike would have rejected the lordship of the world if its acceptance were to cost the life of a single innocent person."18.

His independence and eclecticism are further shown in these lines: "I follow Oyōmei in the old manuscripts (of Confucius), but adhere to Shushi in the selection of the later commentators (類). This shows that I am not a partisan. I simply wish to take my stand on what is genuine. If a text is not true I would be a fool to accept it." It was in conformity with this higher critical attitude that he expurgated the texts for use in his school.

His teaching is almost all of a practical turn, but is so tinged with mysticism and reverence toward the supernatural as to rise frequently into the realm of religion. It has, indeed, more in common with religion than with speculative philosophy. Students who can put up with his inconsistencies will find some of his philosophical views striking and worthy of study even to-day.

On the World. Toju held a monistic world-theory with an idealistic tendency. "The universe, heaven, earth and man, are all one, and the study of them is the supreme, true happiness. To teach this is called the true teaching; to learn this is the true learning." He conceives an infinite and truthful

<sup>18.</sup> Inouye, op. cit. pp. 43-44.

had given him the manuscript of a new work, "Kanso," to reimburse him for the unused blocks.<sup>17</sup>

The most authentic complete edition of Tōju's works is the one compiled by Okada Kisei, with a preface by Miwa Shissai. When the first collection of Kisei was sent to the third and only surviving son of Tōju to receive his final revision and a preface, the manuscripts were burned up in a great fire, but the patient compiler laboriously collected the manuscripts again. The result is the thirty-five volumes which we now have. A newer edition of ten volumes was published in 1893, but it is not trustworthy.

There are many poems, both Chinese and Japanese, scattered through Tōju's works. But in most of them the artistic finish so highly esteemed by other literati of the time is sacrificed to the clear conveyance of moral ideas. There are, however, a few worthy to be memorized for their form as well as thought. As a prose writer, his style was lucid, and at times trenchant, especially when attacking cant. For example, he flayed Hayashi Razan, a Confucianist, for shaving his head upon receiving office, as though he were a Buddhist. In "Okina Mondō" he directed similar sarcasms against Buddhism. Indeed, the Sage of Ōmi was by no means the personification of meekness alone. For meanness and sham he had vials of stinging invective at his command.

## TŌJU'S PHILOSOPHY.

Toju was a devout adherent of Shushi up to his thiry-second year, when he was converted to the Yomei school and became its foster father in Japan. To the great

<sup>17.</sup> A fuller account is given in this note appended to some editions of "Okina Mondō." "The Okina Mondō was written by our brother Tōju. He went to Kyōto and retired from active life. We, his brethren in Yashiu, having lost our example and teacher, asked him to write a book for us. So he wrote this Okina Mondō and sent it to us in the eighteenth year of Kanyei (1641). However, he was still dissatisfied with it, and when it was given secretly to the printer he was disspleased and had the blocks destroyed. He made certain revisions, but want of strength prevented him from thoroughly correcting it. After his death his pupils respected his wishes, but someone gave the book to the printer in the year 1650. We did not feel authorized to suppress the work, but made several additions and wrote this explanation of the Master's purpose."

Among the other treasures the most noteworthy are the portrait of Tōju painted about 1640 by Obara Keizan of Nagasaki, and the large, closely written tribute to Tōju by Oshio Chusai, based upon the motto, mentioned above, 数良知, Chi Ryōchi. In the godown are several suits of Tōju's very clothes, both cotton and silk, some of them presented to him by princely admirers, but few of them as fine as every middle class gentleman owns now-a-days.

It was somewhat of a shock to find that the villagers living near the Shoin to-day were, for the most part, ignorant of the life and teachings of the Sage, a modern instance of the old proverb, "Tōdai moto kurashi. It's darkest at the foot of the light-house."

Writings and Style. The works by Toju may all be classified into ethical, literary and medical. The ethical predominate. The five (in one edition, four) volumes of "Okina Mondo," were among the first from his pen. They are in the elegant colloquial of his time, the contents being moral talks fictitiously represented as taking place between Toiu and a friend in a neighboring village. The views, with the exception of the Supplement, are those which he had before his conversion to the Yomei school. The central theme is filial piety, and the secondary aim is to criticise Buddhism in relation to filial piety. An exposition of Tōju's key doctrine, ryōchi, 良如, conscience, was appended to the last volume. The whole work is called in "Seji Hyaku Dan" "the best of all the works of shingaku, 心學"16. But with the later progress of his thought, Toju became dissatisfied with it and was about to revise it, when to his dismay he learned that the manuscript had already fallen into the hands of a Kyōto printer and been published. Toju begged that the blocks might be destroyed, but the publisher would not consent until Toju

<sup>16.</sup> Shingaku means, generally, moral philosophy, but refers particularly to the intuitive school of thought represented by Tōju. He himself defines it thus in Okina Mondō, H (Knox's translation p. 164): "True learning if so to understand this explanation that our actions shall be like the actions of the sages and our hearts like theirs, and hence the true is called heart learning, shin gaku, and sage learning, for by its help the common man becomes a sage."



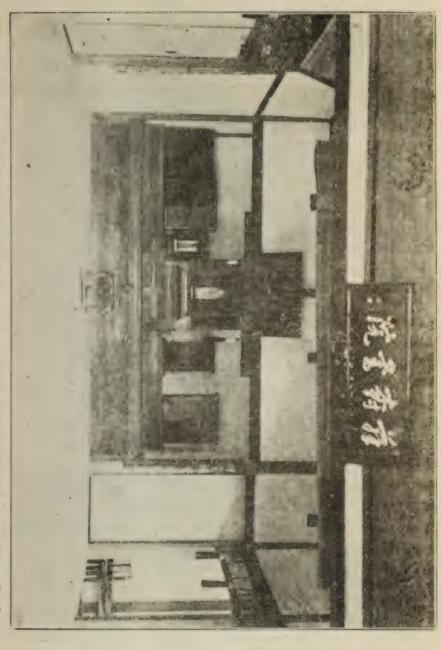

The Shrine Room of Toju Shoin. In the upper to eground is shown Toju's crest, a wreath of wisturia sprays. In the background is the shrine. Directly above the shrine is the inscription 德本堂, "Hall of the Source of Virtue,"

stands the Tōju Shoin on the very spot where Tōju was born almost exactly 300 years before: Unfortunately, the original house was destroyed by fire some twenty-seven years ago, but the present building is a close reproduction of it. The Shoin and the nearby godown in which the relies are kept stand in a plot of perhaps half an acre, which was no doubt part of the family farm in ancient times.

The entrance gate is of red stained keyaki and not remarkable except for the fact that Tōju's crest, two wistaria sprays bent into a wreath, appears in the carving, as it does also in the house itself. At one corner of the enclosure, near the street, still climbs the famous wistaria vine, said to have been planted by the Sage himself, and under whose shade he undoubtedly intoned the classics and composed some of his poems.

Entering the house, one finds a four-roomed structure, differing but little from an ordinary house except that the drawing-room contains a shrine. The shrine is simply a small cabinet in which hangs a tablet inscribed "Tōju Sensei Shin I 藤樹先生神位,To the Spirit of Tōju Master". Just below the tablet are the forty-nine sticks in a bamboo cup and the thin blocks inscribed with hexagrams, which Tōju used in studying the mystifying "Book of Changes". To the left of the shrine hangs a tablet to his son, inscribed: "Jōshō Shin Shu常者, The Spirit of Jōshō".

The most precious relic in the room is the motto "我良知 Attain Ryōchi," i.e., Enlightenment, written in his early manhood by Tōju himself. Fragments of his later writing have been preserved, but they are now nearly illegible. To me, one of the most interesting relics was the copy of the "Classic on Filial Piety," written out by Tōju in a stiff, upright hand, the very copy, it is believed, which he used to read and ponder the first thing in the day, as a Christian reads the New Testament.

Over the shrine is the inscription "德本堂, Toku Hon Dō," written by order of Emperor Kōkaku by Fujiwara Tadayoshi. On pillars near the shrine hang two bamboo half cylinders with inscriptions by Itō Tōgai, a later disciple. One of them is from the "Doctrine of the Mean": 神之格思 不可度 Kami no Itaru, Hakaru Bekarazu." It is translated by Legge: "The approaches of the spirits, you cannot surmise."

children through his teaching, and our parents have taught us to honor him." The samurai had visited the town out of mere curiosity, but this experience filled him with such awe and admiration that he, too, worshipped Tōju and returned home feeling that he had been on holy ground.

The same writer had a friend, Murai of Higo, who had a similar experience. Mr. Murai called one day on a minister of the Kumamoto daimyō who had a son adopted from Omi, near Toju's village. Murai asked the son: "Don't you happen to possess any hand-writing of Toju?" The young man drew himself into a respectful attitude and replied: "My ancestors have all held Toju in great reverence. I am the fortunate owner of a roll of the hand-writing of the noble Master, which I received as a precious gift from my aged father when I was leaving home to come here. If you wish I will let you look upon it." Thereupon he left the room to fetch it. When he came back he was dressed in ceremonial dress. He hung the scroll up in an alcove and drew back to the other end of the room and worshipped with every mark of reverence. At sight of this. Murai washed his mouth and hands and joined in the worship. The recorder of these incidents, Nankei, flourished more than a century later than Toju, which shows his lasting hold upon the popular mind. In "Lives of the Old Masters," also compiled over a hundred years after Toju's death, it is said that in Ogawa Mura even the merchants were not salves to self-interest and that hotels kept forgotten tobacco pipes until their owners returned to claim them. I myself, adds Dr. Inouve, visited Ogawa Mura in 1897, two hundred and fifty years after the death of the Sage, and saw the Shoin and its reacs and felt the spell of his enduring moral influence.

It was the writer's good fortune to visit Ogawa (more exactly Kami Ogawa) Mura in January, 1908. By the courtesy of the Secretary of Shiga Ken, an official accompanied me on the trip and procured the photographs which illustrate this paper. Taking a lake steamer at Otsu, a two and half hours' sail brought us to Takashima. After a ride of twenty minutes by jinrikisha we reached the farming village in the midst of which

And even as a village teacher Tōju found occasion to show his moral courage, for as his own unfettered thought led him to see that the precepts of the holy men of old could not all be applied to men of his day, he had the audacity to expurgate the classics, as it were, for the use of his pupils.

It is not strange that a man of such a character came to wield a strong influence, especially over the unspoiled peasants around Ogawa, from whom modesty and poverty could not hide true greatness. Miwa Shissai bears testimony to this as follows:

"Ogawa Mura of Ōmi had the privilege of being the home of Tōju. His literary remains are preserved there to this day. Although it is over seventy years since the master died and no one is living who over saw his face, for twelve or fifteen miles around men think of him with an affection like that they feel for their parents. Even the most unlettered men and women reverence him so much that they cannot bear to see his old home-school decay, and so they have cared for it and have repeatedly repaired it."

The famous pedestrian, Nankei Tachibana, writing of a visit to Tōju's grave, in his "Eastern Travels," narrates the following incident:

A samurai of Owari was passing through Ogawa Mura and asked a farmer where the grave of Toju was. The farmer consented to act as guide, but first he retired into a hut near by. When he came out he had on a new kimono with a haori (a short cassock worn only on important occasions) over it. samurai was suprised, but supposed that the peasant must be overcome at the honor of piloting such a distinguished personage. When they reached the grave-vard, the peasant opened the gate of the bamboo fence, and told the samurai to enter and worship Toju. He himself sat in a reverential posture facing the grave. Thereupon the samurai, discovering that the peasant's haori and reverent air had been in honor of Toju rather than of himself, asked the farmer if he had been a servant of Toju. "No," the polite farmer replied, "but all the people of this village have been blessed by the honorable Nakae. We have all learned our duty toward our parents and How joyous the heart that could sing on a winter day:

"When fading flowers ceased to be
The objects of my heart's desire,
How everlasting bloomed the spring
That all my quivering breast doth fire."

The following is in a similar strain:

"How little knew I that my life,
With sorrows sadly pressed,
By learning's help benign could be
Of deathless peace possessed."

It is refreshing to find that Tōju not only faced the world with a calm, contented spirit, but that he carried over into his morality some of the militant temper that had been fostered by the samurai discipline of his youth. As we shall see later, this may account for his well-defined ideas on the art and character of the warrior. One can imagine that beneath the ashes of his firm self-control there slumbered the fiery passions of a son of battle. Once a friend was telling him of a clever way of avoiding hostile arrows. He broke in: "I have my own secret for doing that—simply go straight on and avoid nothing. Only one arrow of fate out of a thousand will hit me. If I try to avoid that one, then the 999 unfated arrows will strike me."

He has expressed a similar sentiment in these spirited stanzas:

"Press right on; though the way be drear,

Ere thy course be done, the skies may clear."

"Tightly draw, man, thy heart's string,

Prepare for a resolute march.

A case is known of an arrow piercing through a flinty rock." 15

"He loves his life who his life forsakes For the Way that no like or higher knows."

<sup>14.</sup> Uchimura, op. cit. p. 175.

<sup>15.</sup> Uchimura, op. cit. p. 169.

Toju's deference toward his aged mother is one of the most marked and beautiful traits in his character. But, according to tradition, he dared to cross her in regard to one thing, and for it he deserves all honor. It seems that he was married, in accordance with Confucius' injunction, at the age of thirty. It so happened that his wife was not remarkable for her beauty, and the mother, anxious for the family's reputation urged him to remarry, as was not uncommon under similar circumstances. But Toju flatly refused, defending himself by the maxim, "Even a mother's behest is not valid if contrary to Heaven's law." So the lady remained his plain but faithful helpmeet all her days, and brought up their three boys well—one of those wives "who shun all honors that their husbands may be honored thereby.

Time was so precious to Tōju that he lectured to his disciples until far into the night, sometimes even until four in the morning. His central themes were drawn from the character and teachings of Confucius and Ōyōmei, but as his mother was an earnest believer in Buddhism, he sometimes discoursed on the Buddhist scriptures for her sake, and even observed Buddhist festivals with her. His versatility and industry are also indicated by the fact that he studied and wrote about medicine, according to the crude notions imbibed from China.

The morbid undertone of Tōju's earlier writing, due perhaps to his study of the Shushi philosophy, ceased from the day he came under the spell of Yōmei. No despondent note mars his later writings. He seems to have enjoyed life thoroughly, in his quiet, unruffled way. He has himself voiced his contentment in several poems that are worth quoting. This one was sung as he plied a boat on a moonlit night:

"A flaw in thought an inchlet long
A wake of a thousand leagues doth leave.

Let peace possess the depths of mind,

Let waves the cloudless moon not cleave."

known integrity enabled him to achieve indirectly what a more assertive man might have failed in. This is illustrated in the following anecdote:

There was a ruler of Ogawa Mura, named Beppu, who imprisoned a villager on account of a certain unintentional misdemeanor. His friends begged Toju to intercede for the offender. So Toju called on Beppu that evening and talked with him till midnight. But not a word did he say of the prisoner. The friends anxiously awaited his return. In reply to their questioning Toju said: "Beppu's face became mild; have no further anxiety." And lo, the next day the prisoner was set free. Beppy told a friend who asked him how it had come about: "Mr. Nakae visited me last night, and I received him rather coldly, supposing, of course, he had come to apologize and intercede for the offender. But, to my surprise, he said not a syllable about the matter, out of respect toward me as ruler of the village. I was so impressed by his delicate consideration that there was nothing for me to do but pardon the prisoner."

For his pupils Toju showed the tenderness of a father. One of them, Nakagawa, became enamored of an eccentric treatise by Soshi 准子, and was being carried away into fanaticism. Toju was greatly troubled about him and told Nakanishi, another pupil, that he would rather lose his own child than see Nakagawa go astray. When this reached Nakagawa's ears he was offended and went forthwith to Toju and said: "From my youth I have believed in you, Master, and submitted myself to you. I have not done this to gain favour but to discipline my character. O Master, why, if you saw anything amiss in me, did you not at once correct me, instead of letting me fall into this error?" Toju's face flushed, but he replied with tender gravity: "A gentleman (kunshi) should not speak to another of his faults. With all my own short-comings I am striving to be a kunshi, and so I forbore to speak inconsiderately of your error. But at length my conscience forbade my remaining silent any longer and I spoke to Nakanishi. Ponder these things, my child." Nakagawa was deeply moved and repented of the error of his ways.





Toju Shoin, or Toju Memorial built in 1882, on the site and after the plans of the house occupied by Toju and preserved by the villagers until burned in that year.

a farewell message. With a sigh he said: "Now I am leaving you. Who will take the burden of our doctrine upon him? See that my teachings be not lost to the land." Then he expired. Another account says that when he felt badly he used to lie with several pillows under his head, probably to ease his breathing. When he got better he took out the pillows one by one. Just before he died, his mother asked him how he felt. Dreading lest she should be worried over his condition, he took out one pillow with a feeble hand and replied, "Somewhat better, thank you." She was overjoyed at this and told him that he would be all right in a few days. But she had hardly left the room when he breathed his last. His fellow villagers showed every mark of reverence at the funeral, and his house, called Toju Shoin, has been preserved and rebuilt again and again by the people, as the best memorial to their beloved sage. His simple, modest character had been to them a living ideal. They revered him like a god and called him Omi Seijin, the Sage, or Saint, of Omi.

Although some of the most striking anecdotes connected with Tōju doubtless have a considerable legendary element, still out of them there looms up a strong, consistent character. In his writings Tōju's plainness sometimes makes his thought seem trite, but in his actions his very ingenuous simplicity gave distinction to whatever he did. For the most part his conduct forms an admirable embodiment of his philosophy. He lived up to one of his ruling principles, that "Thought and action are one and inseparable 知行合一."

Tōju's sincere devotion to the doctrine that he preached, as well as his democratic temper, are shown in his incident: Once when travelling over the shoulders of Hiei San from Ogawa to Kyōto, he opened conversation with the porters of his palanquin, and led them on so impressively yet simply into his high conceptions of conscience and the inherent goodness of human nature that his untutored hearers were moved to tears of wonder and joy.

Tōju was undoubtedly the first citizen in his village, yet he seems to have arrogated to himself no arbitrary authority, but rather to have done all in his power to strengthen the hands of the authorities. At the same time, his tact and

influence was felt there for at least a century after his death. At Osaka also, Tōju's disciples spread the influence of the school.

The famous Arai Hakuseki was indirectly influenced by Tōju through "Okina Mondō," which he happened to read in his seventeenth year. Dazai Shundai, Kawada Yukin, Oshio Chusai, Miwa Shissai and Satō Issai were also much indebted to Tōju, the last two being converted to Yōmei by his works. But the very originality and independence fostered by Yōmei principles militated against the building up of a compact school ruled by a single standard of orthodoxy. Hence we see not a few of Tōju's disciples, like Banzan and Chusai, diverging from their master. In later times we find such masters as Satō Issai, Miwa Shissai, and Oshio Chusai acknowledging their indebtedness to Tōju, the first two being converted to the Yōmei school through studying him.

After the master's death, the school of Tōju was divided into two branches. One branch emphasized introspection and the cultivation of personal morality, the other tried to apply his ideas to state affairs and the improvement of public morality. One was idealistic and subjective, the other utilitarian and objective. Tōju himself was of a reflective, saintly temper, and hence became the founder rather of the idealistic branch. Banzan was a practical economist and statesman and founded the utilitarian branch.

Character and Influence.—Tōju's personal appearance does not suggest the ascetic sage and philosopher, for his likeness in "Lives of the Old Masters" and the description of him by Oki Geppo agree in representing him as quite fleshy. This may have been one reason why he became such an early victim to bronchial asthma. It was on his second and last voyage back from Ogawa to Osu that he had his first attack of the disease, but from that time he had more or less constant trouble, until finally he died from it on August 25, 1648, at the age of forty. His behavior on that last day was characteristic. With reverent composure he seated himself before his table, bade all the women withdraw, and summoned his disciples for

would have become of him. You are all naturally much more gifted. You can do anything you make up your minds to. What you lack is only perseverance." For a while during his later years Tōju yielded to the desire of friends and conducted an institute at Yoshiya-machi, Kyoto, which was revive I and continued for several decades by his descendants. But he preferred the quieter life of Ogawa. At no one time did the number of his pupils exceed thirty-five or forty. He was indifferent to numbers; what he loved was to develop men. One of his most important methods of moulding men was by letters to former pupils, a sort of university extension system. These letters, indeed, constitute quite a valuable part of his published works.

With the exception of Banzan, the earlier disciples of Toiu wrote few noteworthy works, Kenshuku's "Zen Jin Ron" is one of the best. But they showed a marked aptitude for administration, in strange contrast with their retiring master. A number of them, including Toju's three sons, served the Lord of Bizen (Okavama). One of the ablest disciples was Idzumi Hachiemon, generally known as Chuai, the younger brother of Banzan, a calm, silent, clear-headed man. He early rose to the highest post in the Bizen government. In connection with his taciturnity this incident is told: At the council table, even when the discussion waxed hot and views opposed to his own were urged, he spoke but seldom. A fellow councillor, irritated by his very calmness, sputtered: "What moved our Lord to put this tongue-tied fellow over us?" After a pause an elder statesman fierily retorted: "Our Lord is far wiser than other men. For with Chuai in the chair men beware of disorderly. boisterous language and keep a watch on themselves. This means that he is a powerful teacher, and a strong cable for the maintenance of order and government. What can be greater than this? Wherein has our Lord erred?"

Of Tōju's three sons, two died comparatively young. The third lived to the ripe age of sixty-four, serving in turn the Lord of Bizen, and the Lord of Tsushima. Tōju's descendants made no special contributions to his system. But one after another succeeded in keeping up the Institute in Kyoto, so that his

He finally relented and welcomed Banzan into his inner circle. It is safe to say that his formative influence over the future financier and administrator of the powerful Okayama clan during those few months at Ogawa, constitutes one of Tōju's chief contributions to his country<sup>13</sup>.

His Disciples.—Tōju's fame steadily grew, drawing to him a large circle of disciples, among whom, next to Banzan, the most noted were Nakagawa Kenshuku, Idzumi Hachiemon, Nakamura Matanojo, Kase Hachibei and Tanikawa Gizaemon, Kenshuku was his very first disciple, having become attached to him at Osu and having followed him to Ogawa. Kenshuku married Tōju's niece and served him like a son for many years. But Tōju showed little if any partiality toward his more brilliant pupils. He was singularly patient with dullards, provided they were genuinely earnest, as the following story will show:

One of Toju's friends at Osu had a son, Ryosa, who was a hopeless blockhead. The father was chagrined at the thought of making such a son heir to his samurai position, and determined to put him to a humble occupation. Ryosa, cut to the quick by this humiliation, asked Toju to tutor him privately in medicine. Out of pure sympathy, Toju consented and undertook to teach him to read and memorize a certain medical work, The opening two or three sentences were first repeated to him about two hundred times, beginning at ten in the morning. By four in the afternoon the passage seemed to have been roughly committed to memory. But after supper it was found to have been entirely forgotten. Days, months and years were spent over it, but all in vain. When Toju returned to Ogawa, Resa followed him. Being convinced of the futility of the ordinary ways of teaching him, Toju went so far as to compile a medical book especially for his use, and gave him lectures upon it. His patience was at length rewarded by seeing Ryosa blossom out into a medical practitioner. Toju told this once to his disciples and said: "I have spent all my energy on Ryosa. If he had not been so diligent, I cannot tell what

<sup>13.</sup> Uchimura, pp. 155-161.

yours.' I tried to force fifteen pieces, then five, then two, and finally one piece upon him, but in vain. At last he said: "As I am a poor man, pray give me four mon for a pair of straw sandals, as I came all the way from my home, ten miles away, to return the bag.' Try as I might, I could only persuade him to take two hundred mon (equivalent to perhaps fifty sen to-day). He was on the point of going gladly away, when I stopped him and said: 'Pray tell me what made you so honest and unselfish? Such virtue I never thought to find on earth.' 'There lives in my village,' the peasant replied, 'a man named Nakae Tōju, who teaches us villagers these things. He says gain is not the aim of life, but honesty, righterusness and benevolence. We all walk by his teaching.'

Banzan drank in the story. He clapped his knee and exclaimed: "Here is the sage I am seeking. I will go to him to-morrow morning and become his servant and disciple." Accordingly, at daybreak he started for Ogawa, inquired the way to Tōju's house, and found him in. Forthwith he confessed his purpose in coming and humbly begged to be taken in as a disciple. Tōju was surprised—he, a village teacher, sought out by a knight from a distant province! He denied the request, but Banzan was importunate, and refused to move away from his sworn master. Tōju was also obdurate. It became a rivalry between importunity and humility.

As neither arguments nor entreaties availed to move the master, Banzan made up his mind to win his case by sheer perseverance. So by the gate of the master's house he spread his upper garment, and there in the posture befitting a gentleman, swords at his belt and hands on his knees, he sat, exposed to the sun, the dew, and the comments of passers-by. It was summer, and mosquitoes are troublesome in those regions, but nothing could break his dignified posture nor his stedfast resolve. For three days and three nights his mute prayer was thus made, but the master within remained silent and inflexible. It was then that Tōju's mother used her great influence in the youth's behalf. Her appeals to Tōju's sympathy and honour in face of such noble perseverance led him to reconsider the question. Surely his adored mother must after all be right.

life, unknown outsile his own county and caring nought for fame. But his virtues could not be hid and pupils flocked to him more and more. His most famous pupil came to him in this wise.

A young retainer of the daimyo of Ckayama, Banzan by name, set out for a town in Omi not far from Ogawa to study arms and literature. On the way he stopped at a country inn, on the borders of Omi. In the room next to his, separated only by the thin partition, were two travellers, evidently of but recent acquaintance. Their conversation attracted Banzan's attention. One of them, a samurai, was telling his experiences, as follows:

"I had gone up to the capital (Yedo) on my lord's business and was on my way back carrying several hundred pieces of gold. These I usually kept close to my body; but on the day I reached this village, contrary to my custom, I fastened the money bag to the sa kile of the horse which I had hired for the afternoon. Arrived at the inn, I forgot the treasure on the saddle and dismissed the horse and groom. Only some time afterward did I discover my fearful loss. I was beside myself I knew neither the groom's name nor his address. Even if I could have found him, of what use would it have been, if he had already squandered or hid the gold! I was tormented with remorse and fear as I tried to think how I could explain the loss to my master. I wrote letters, one for the chancel-lor, others for my relatives, and prepared for my last hour.

"While in the grip of these agonizing thoughts, suddenly, about midnight, I heard somebody pounding at the hotel gate. In a moment I was told that a peasant wanted to see me. He was shown to my room and, to my astonishment, he was none other than my groom of the afternoon. 'Sir Knight,' he began, 'I believe you left an important parcel upon the sallle. I have come back to hand it to you. Here it is.' I was transported with joy. Collecting myself, I said, 'Man, I owe my life to you. Take a fourth of this as the price of my existence. You are my second father.' But he replied, unmoved, 'I am not entitled to any such thing. The purse is all

It was not till 1641, in his thirty-third year, that Tōju was directly introduce I to the Yōmei philosophy by "Oryukei Goroku" 正龍溪流線(Memorable Words of Oryukei." which was written by a disciple of Yōmei.

Finally, in 1645, Toju acquired and read the complete works of Oyomei, a red letter event in his life. The story is best told in his own words: "I had been for many years a devout believer in Shushi. When, by the mercy of Heaven, the 'Collected Works of Oyomei' were brought for the first time to Japan, I bought and devoured them. Had it not been for the aid of this teaching, my life would have been empty and barren, I am filled with gratitude." This was the greatest turning point in his career. The three remaining years of his life he spent in propagating his newfound gospel by voice and pen, planting the aggressive Yomei principles deep in the congenial soil of Japan. But with all his enthusiasm for Yōmei, he still saw some good points in Shushi and used them to supplement Yomei. The effect of Yomei on his character was to make him more optimistic and liberal and, at the same time, more spiritual<sup>11</sup>.

As a Teacher.—Toju was twenty-eight when, leaving his peddling, he opend a school in his own village. His own house served as lecture-hall, chapel and dormitory, all in one. Confucius' likeness<sup>12</sup> was hung up in the place of honor, and to him incense was burnt by the master and his pupils. The curriculum consisted solely of the Chinese classics, caligraphy, poetics, and history. For years he led a "mute, inglorious"

<sup>10</sup> The Zen elements in this work may partially account for the Buddhist ideas in Tōju.

<sup>11</sup> It would be impossible to say just how much originality Tōju showed, without comparing him in detail with Ōyōmei. This must wait until Ōyōmei has been rendered into some European language or must be done by someone who can read both Japanese and Chinese. It is, however, safe to assert that Tōju's title to greatness rests upon his saintly character far more than upon his philosophical originality.

<sup>12</sup> It may have been the kakemono portrait drawn by Tōju's own hand, which is still preserved at Ogawa. Over the portrait this poem or ditty appears. "Confucius: Confucius! Great is Confucius: Before thee was none like thee; After thee there has been no successor. Confucius, Confucius, Confucius! Great is Confucius!"

five sen in the present currency) left. With it he bought a little sake, and the scholar, turned pedlar, went round the country-side selling it at a slight profit. He also disposed of his sword, "the samurai's soul," getting ten pieces of silver for it, which he lent out at interest to the villagers. For two years he eked out a humble existence in these menial ways, keeping his self-respect and enjoying his mother's smiles.

Intellectual Development.—From his twentieth year Toiu hal made the "Four Classics" his daily companions, particularly, the "Analects" and "Great Learning," which were law and gospel to him. Only second to Confucius himself as a formative influence in these earlier years was Shushi, who accentuated Toju's naturally reflective temper and made him unduly introspective, His first work, "Notes and Comment on Great Learning," written in his twenty-first year, betrays this morbid tendency. His dissatisfaction with himself only drove him to harsher self-discipline, and made him cold and stoical. But the sterner his regimen and the deeper his study became, the fuller of sceptical unrest he grew, until he came to doubt whether the precepts of the masters were not counsels of perfection, after all. He was in this frame of mind, in his thirty-first year, when he began the study of the "Five Classics" 五 經. The Books of Oles, of History, of Rites, of Music and of Changes, How deep an impression they made is evident from two volumes they inspired, in which he laments having been engrossed with the outward forms of the teaching of the masters, to the neglect of their inner spirit.

The first definite stage in his conversion to the Yōmei school was marked by the reading, about 1639, of the classic "On Filial Piety"孝極. He made it a practice to recite it every morning. One of his finest works, "Ckina Mondō" 第問答(Dialogues with an Old Man), reflects his thought at this period, and contains suggestions of Yōmei views.

<sup>8</sup> It was with something akin to awe that, on a recent visit to "Toju Shoin," the cellection of relics at Ogawa, I turned the worn leaves of the copy of this classic, in Tojus own handwriting, which he used in his moring orisons.

<sup>9</sup> See Dr. G. W. Knox's excellent abridged translation in "The Chrysanthemum." vol. 2. under the title "A System of Ethics." With Dr. Knox's kind permission I have used several sections of his translation in this paper. Although written before Toju's conversion to Younei, "Okina Mando" fairly represents his mature views, for the reasons that it deals chiefly with ethical questions, on which his views changed but slightly.

unlettere I samurai is a chattel, a slave. Are you content to be a slave?" Tōju's outburst had its effect. The fellow owned his ignorance and thereafter held his tongue.

In 1625, in his seventeenth year, his father died, and he longed to go home to Ogawa out of respect for him and solicitude for his mother. But his lord objected and he stayed at Osu for nine years more, only making two brief visits to his mother during his fifteen years' absence. We have few data for the later years at Osu, knowing only that he was a strict disciple of Shushi and that he grew daily in fame for learning and purity of character. Honors and emoluments were waiting for him, but he could not be content away from his lonely mother.

Finally, in 1634, he made up his mind to leave his lord and c'eave to his mother, illustrating in practice what all his life he held in theory, that filial duty takes precedence of loyalty. He reached this decision only after severe struggles, which can best be described in his own words in the letter which he left to explain his departure. "I petitioned for release in part because my poor health prevents me from serving my lord as well as my associates can, and in part because my mother has for ten years lived a lonely life with no one to comfort her. My lord can hire any number of servants such as I, but I am her only son and support. She cannot trust any of her relatives. She pines for me and more than once she has been at the verge of starvation. Last year I planned to bring her hither, but she was too old and feeble to stand the journey, for she can hardly walk. Moreover, being a woman, she cannot bear to go so far from her old home. I have had two fathers and two mothers, but three of them passed into the other world in my youth, and my mother will soon follow them. So I am set on going home to ease her last years. I will return and serve my lord again after she passes away. This is my only motive in deserting. If I have told any lie in this letter, Heaven will surely punish me, and will not let me meet my mother in the next world."

The happy hour that brought him to his mother's side found him with only a hundred mon (worth, perhaps, twenty-

<sup>7.</sup> Uchimura op. cit. p. 148.

about this time to one Tenryo, a Buddhist priest of great learning, to be trained in the arts of poetry and caligraphy. Of the many questions that the precocious youth put to his teacher, the following was characteristic: "You tell me," said Tōju, "that when Buddha was born, he pointed one hand heavenward and the other earthward, and said, 'I alone of all beings in heaven above and under the heavens am worthy of honor.' Was he not the proudest of all men under heaven? How is it possible for my Reverend Master to own such as he as his ideal?" Tōju never liked Buddhism after that. His ideal was perfect humility, and Buddha lacked it.<sup>6</sup>

When he was about sixteen Toju suffered one of the severest sorrows of his life in the death of his grandfather. But he set himself all the more intently at his books and his duties as a retainer of Lord Katō. Fortunately, in the summer of this year, 1624, a Zen priest was invited to Osu to lecture on the "Analects" of Confucius. Toju became a regular attendant and almost the only one, for the people in general thought that a samurai's business was to fight and despised book learning as fit only for priests and recluses. After the priest had gone, Toju, then aged seventeen, was able for the first time to obtain a complete set of Confucius' "Four Books" 四事, showing the scarcity of books at the time. Such was the popular feeling that Toju had to study in secret, applying himself by day to martial discipline, and by night to his precious books. One day one of his comrades addressed him as "Confucius," in evident derision of his nightly devotion to his books, as well as of his even self-control, a contrast to the ordinary quarrel-loving youths about him. "You ignoramus, you!" was the gentle lad's indignant recert. "Holy Confucius has been dead now two thousand years. Mean you by that epithet to blaspheme the Sage's name, or to deride me for my love of knowledge? Poor fellow! War alone is not the samurai's profession, but the arts of peace as well. An

<sup>6.</sup> Cf. "Representative Men of Japan," by Uchimura Kanzo, p. 147, an interesting appreciation embodying some semi-legendary material, which is, however, so true to life that we shall quote several more passages further on.





The Wistaria Vine (Jap. toju) to the rear of Toju Shoin, from which Toju took his name.

rulers, and the calm and impressive scenery around his father's farm may possibly have fostered in the future sage a reflective, reverent frame of mind.

Although only a farmer's son, Tōju had a quick, retentive mind. Fortunately, perhaps, for his intellectual development, he was adopted in his ninth year by his grandfather, a samurai in service to the daimyō, Lord Katō. Common as adoption has always been in Japan, it seems strange that Tōju's parents should have thus given up their only son. We only know that they did it after a severe struggle with their affections. They may have allowed filial deference to the grandfather's wish to outweigh their parental affection, or they may have seen in it a better opening than they could hope to make for him in the rice fields of Ogawa. Be that as it may, under the encouraging guidance of his grandfather, who regretted keenly his own lack of education, Tōju made rapid progress in learning to read and write.

Within a year or two the grandfather was transferred to Ōsu 大洲 near Matsuyama, and Tōju went, too. It was there that the lad was given Confucius' "Great Learning" 大學 to read for the first time, and he came across those words in the first chapter: "From the Emperor down to the commonest person, the cultivation of character is the chief business of life." It seemed to him like a special revelation. "Heaven be thanked!" he exclaimed, with tears of rapture, "and why cannot I by study and effort become a saint myself!"

Not long after this, while eating in the silence prescribed by Confucius, he was deeply moved, at the thought of the three great blessings given him by Heaven: his parents, his grandfather, and his feudal lord. It is said that whenever he was told of his lord's approach, even when lost in his books, he would kneel and bow toward the point where the lord was expected to pass.

But the boy was by no means a mere sensitive weakling, bent upon books and devotions. When he was but thirteen, and a mob attacked his grandfather's house, he was among the first to rush into their midst, sword in hand, and beat them off; and "then was as calm as before." He was sent

- 2. Shushi held that the fundamental principles of the universe are two, ri and ki, law and its embodiment, or thought and energy. He was, therefore, a dualist. Yōmei, on the contrary, declared that ri and ki are one and inseparable. He was what we might term a monist.
- 3. Shushi distinguished between the natural mind or heart, kokoro &, and eternal law or reason, ri A, holding kokoro to be dependent upon ki ¼, the active, passionate element in the universe. Yōmei explained kokoro as being the same as ri, that is, if the mind and heart were only clear and bright, reason would be self-evident. Hence, Yōmei did not investigate the outer world to find ri; to him the one thing needful was to make the kokoro clear within.
- 4. As Shushi held that ri could only be comprehended by a great number of experiments, he tended toward experimentalism 經驗論, whereas Yōmei declared that pure wisdom only existed in kokoro, and therefore tended toward idealism 唯心論.
- 5. Shushi said: First know, then do. Yōmei would put neither knowing nor doing first, but asserted that they were at bottom identical 知行一致. Hence, Shushi exalted mental culture, but Yōmei deeds. The natural result was for disciples of Shushi to show the broader, more varied learning, often in combination with an oily, devious temperament. Yōmei disciples, on the other hand, however narrow their culture, were apt to be upright and downright, to use a short sword and thrust straight 短刀直入.

## NAKAE TOJU, THE SAGE OF OMI.5

Fouth and Education.—Nakae Tōju was born in the opening years of King James the First's reign, in 1608, in the remote village of Ogawa, Omi Province, on the western shore of Lake Biwa, under the shadow of Mount Hira, The country was at peace under Hideyoshi, the first of the Tokugawa

<sup>5.</sup> Based chiefly upon "Nihon Yomei Gaku Ha no Tetsugaku," by Dr. T. Inouye, 4th edition, 1903.

Ethics not Philosophy the Central Interest.—The subtle and, to a westerner, almost unintelligible controversies which raged around these categories in both China and Japan were almost as fierce as those between nominalist and realist in Europe. But these controversies may be practically ignored by the ordinary student of Confucianism, for the central interest of the philosophers themselves was after all not in metaphysics but in ethics. And in ethics the differences between Shushi and Yomei, between Toju and Kyuso, are insignificant in comparison with their agreements. Indeed, the dominance of the ethical over the metaphysical interest in Japanese Confucian philosophers is only less marked than in the Hebrew prophets. The metaphysical background of all the Confucian schools grew up long after the ethics of the five relations and the five virtues had become the warp and woof of Chinese society. And fortunately, the ethics came to Japan centuries before the metaphysics. So it comes to pass that Shusi and Yomei champions, spar as they may over ri and ki, are as much at one in their practical ethics as Calvin and Arminius. Individual teachers have their pet terms, e.g. Toju his Conscience 具知 and Banzan his Humane Government 人政. all alike exalt obedience to the way 道, the obligations of loyalty 忠 and filial piety, propriety in station and in demeanor 禮, benevolence 仁, righteousness 義, understanding 知, and faith 信, just as unanimously as Bentham and T. H. Green preach self-control, patriotism, honesty and justice. But secondary as the metaphysics is, in order to appreciate fully the lives and teachings of Toju and his contemporaries we must at least glance at the metaphysical principles of Shushi and Yomei.

Some Metaphysical Points of Difference.—According to Dr. Inouye, the differences between the Shushi and Yōmei schools were as follows:—

1. Shushi exalted learning, holding that the laws of morality could only be truly discovered through it. Yōmei put morality first and learning second, even going so far at times as to hold that morality itself is the only learning, thus outdoing Matthew Arnold's "Conduct is three-fourths of life."

life for this and other acts of hostility to the Tokugawa Shogunate,3 Naturally, Shushi was favored and Yomei repressed by the Tokugawa, for the double purpose of preventing rebellion and of stifling criticism of their shaky title to power. On the other hand, patriots eager to buttress the Imperial throne were for similar reasons also champions of Shushi, so that Shushi would seem to have been impregnable. But the spirit of popular rights, imbibed from Confucius himself, and of freedom of thought imbibed from Yomei, defied all these barriers and found powerful expression in a chain of Yomei scholars, statesmen and moralists, whom Dr. Inouve considers superior in loftiness and vigor of character to the exponents of the Shushi teachings. As Prof. Lloyd says, "The tendency of Shushi disciples is to become gentle, humble and truthful." Yomei, on the other hand, added an infusion of originality and activity, and hence attracted the more virile, aggressive natures. The democratic tendency of Yomei is seen in the adoption, by Banzan, even more than by Toju, of a style intelligible to the common people, even at the cost of bitter taunts from the vast majority of the literati, who clung to stilted Chinese.

The Chief Categories the Same in Both Schools.— Differ as the two schools may in their philosophy, they both deal in the same terms or categories, namely, ri 理, ki 氣, ten 天, and taikyoku 太 誠, for both of them hark back to Mencius. These terms cannot be accurately rendered into English, but approximately, they mean: ri=fundamental and unchanging law and ethical order; ki=the active, passionate element in nature and in man, which determines the emboliment of ri; ten=the impersonal, passionless over-soul, a perfectly just providence and fate combined; taikyoku=literally, the great limit, or more freely, the infinite potentiality of what ri and ki evolve in the universe.<sup>4</sup>

<sup>3.</sup> Dr. Inouye's "Nihon Yomei Gaku Ha," 4th ed. pp. 440-3.

<sup>4.</sup> For a complete treatment see the admirable essays by Dr. Knox and Mr. Haga in T. A. S. J. Vol. XX, pp. 1-24; 134-192.

### THE YOMEI SCHOOL

HE Yōmei philosophy owes its name to its founder, O-Yō-Mei 王陽明 (Chinese, Wang-Yang-Ming 1472—1528), a contemporary of Sir Thomas More, Tyndale and Descartes. He was thus three hundred years later than Shushi 朱子 (Chinese, Chu Hi 1130—1200), the Martin Luther of Chinese Confucian thought. Like Shushi, O-Yō-Mei dared to think for himself, while believing himself to be loyal to the old masters.

In Japan during the seventeenth and eighteenth centuries the Shushi school was recognized by the Tokugawa rulers for political ends as the orthodox teaching, and all other schools were proscribed. Hence, when Nakae Toju about 1640 became a convert to Yomei doctrines, he espoused a branded cause. It is this element of daring to defy the ban of the State and the opposition of the orthodox that gives a dramatic interest to the school. Toiu and his followers rendered a priceless service to Japanese thought, for as Dr. Inouve suggests, they saved it from the deadening clutch of a single school, so baneful in China, and gave it new room and stimulus to growth. One result of the opposition of the officials and literati was to drive Yomei doctrines through the lower social strata and to make them the vehicle of a sort of gospel of democracy. Shushi stood for the inviolability of the powers that be: Yomei stood for the rights of the people, especially the right of protest and even of revolt against a bad ruler. It was a noted Yomei representative, Oshio Chusai, who was so wroth over the refusal of the officials in Osaka to remit taxes during the scarcity of 1839 that he rifled the Government granaries and distributed rice to the people, paying with his

<sup>2</sup> This may have been first suggested to the Tokugawa by the fact that in China it was for centuries forbidden to quote from any school but Shushi in the examination essays

# Nakae Toju, The Sage of Ōmi

BY

#### GALEN M. FISHER, M. A.

#### INTRODUCTION

HE essays by Dr. Knox and Prof. Lloyd in volumes XX and XXXIV of the Transactions of this Society constitute the major part of the comparatively scanty material in English on the Confucian philosophy in Japan Of Confucianism in China we have an abundance of translations, but it is strange, in view of the divergent and varied evolution of Japanese Confucianism and its dominating influence over the nation's modern development, that it has hitherto been so inadequately studied by Europeans. What a godsend it would be if the trilogy of works by Dr. Inouye Tetsujiro, covering the three chief schools of Confucian thought in Japan, Shushi, Yōmei, and Kogaku, could be made accessible to foreign readers!

The mention of the Shushi school at once suggests its greatest rival, the Ōyōmei, or Yōmei school. It is to be hoped that someone will write an historical sketch of the Yōmei school in Japan corresponding to Prof. Lloyd's sketch of the Shushi School. But meanwhile I propose to present the lives and teachings of the introducer of the school into Japan, Nakae Tōju 中江藤樹, and of his most distinguished disciple, Kumazawa Banzan 熊澤蕃山. For, apart from the high interest of Tōju and Banzan as moulders of the thought and life of the nation, they illustrate the salient ideas of the Yōmei school and thus form a fitting introduction to a fuller study of it. I desire to acknowledge here the expert assistance of Prof. Uraguchi Bunji in preparing this paper.

<sup>1</sup> Since the above was written, the Society has been fortunate enough to secure for publication reviews of these three volumes by Prof. W. Dening.



Nakae Tōju, drawn by Kanō Yuhō of Kyōto. The inscription is a poetic eulogy of Tōju, composed by Satō Tan.



• •

#### CONTENTS

| Introduction                                   |
|------------------------------------------------|
| THE YOMEI SCHOOL                               |
| The chief categories the same in both schools, |
| Ethics not philosophy the central interest     |
| Some metaphsical points of difference          |
| NAKAE TŌJU, THE SAGE OF ŌMI                    |
| Youth and education                            |
| Intellectual development                       |
| As a teacher                                   |
| His disciples                                  |
| Character and influence                        |
| Writings and style                             |
| Тоји'ѕ Рипосорну                               |
| On the world                                   |
| On the divine spirit                           |
| On evil spirits                                |
| On man                                         |
| The natural state of the human heart           |
| Equality of opportunity                        |
| On psychology                                  |
| On knowledge                                   |
| ETHICAL TEACHING                               |
| The theoretical side                           |
| The practical side                             |
| Aspiration                                     |
| Enlightenment                                  |
| Self-mastery                                   |
| Perseverance                                   |
| Independence of other's opinions               |
| Repentance                                     |
| Filial piety                                   |
| Loyalty                                        |
| Humility                                       |
| Patience or Stoicism                           |
| On worship                                     |
| VIEWS ON GOVERNMENT                            |
| ON LEARNING                                    |
| ON EDUCATION                                   |
| ON MARTIAL VIRTUES                             |
| ON HERESY                                      |
| Dr. Inouye's Criticisms                        |
| Bibliography                                   |

I am now commissioned to inform you that the Council is willing to grant the desired permission on the understanding that due acknowledgment is made to the Society.

Yours faithfully,

N. K. Roscoe.

Hon. Treasurer.

The Asiatic Society of Japan.

鎌者 G. M. Fisher 氏の履歴及現在について京都基督教青年會總主事梅村 英氏より校正委員件上正男君に宛てたる來示あり。併せ附して參考に資す。

#### G. M. Fisher,

- 1, Born in Berkley, California, about 1872.
- 2, Educated, University of California, A.B.; Harvard, M.A.
- 3, Came to Japan, 1899; departed, 1919.
- , Served the National Committee of Y. M. C. A. in Japan as Honorary Secretary.
- 5, Member of "Asiatic Society" of Tokyo.
- 6, Now General Secretary of The Institute of Religious and Social Survey, New York, a Rockfeller institution.

印刷に際しては一行中の字數及び一頁中の行數に至る迄原文のま → に轉載して原本の真を傳へんここに力めたり。されば明かに原文の 誤植なりこ斷ずべきもの→外史實の誤れるものこいへごも之を訂正 せざりき。讀者幸に之を諒こせよ。

底本もこ Contents なし。今之を附加す。

昭和三年三月一日

加藤盛一 謹識

#### 近江聖人中江藤樹の傳記と教說

#### 解 題並凡 例

本書の原文は明治四十一年即ち西紀1908年發行に係る Transactions of the Asiatic Society of Japan vol. XXXVI, Part I に載せられたるものなり。

編者大正十年の比,職を奉じて滋賀縣立个津中學校に在りし時,學校内に設けたる週次研究會に出席せる部內小學校訓導黑田某氏あり。外國人が薦樹先生を研究したる成績なりこして雑誌一本を示し,且つ語るに編者に寄贈すべきを以てす。就いて觀るに著者 G. M. Fisher 氏が往昔藤樹書院にdedicate したるものにして,一時散佚に歸したるものが偶、前記黑田氏によつて編者の手に入れるは奇級ごも謂ふべし。且つ詞氏によつて斯かる研究の存するを知り得たるは,實に編者のみの幸慶に非ざるなり。

内容を檢するに、時に史實を誤りたるもの無きに非ざれざも、輕快の等致を以て、藤樹先生の傳記ご其の教說の大要を解說したるは喜ぶべく、特に他國の言語を以て記載せられたる為め、熟知の事實にして 猶且つ特殊の感興を覺えしむるもの多々これあり。

原文のまゝ全集中に採録せん為め昭和二年九月,東京駐在の亞細亞協會會計主任 Roscoe 氏に書を致し轉載方を懇請したるに次の如き書を寄せて快諾せられたり。

N. K. ROSCOE, B.A.,

HONORARY TREASURER'S OFFICE,

P.O. Box 108 Central

Osaka Building,

Telephones Office, Ote 4872 (L.D.)
Residence, Aoyama 5073

3 Uchisaiwai-cho, Itchome, Kojimachi-ku, Tokyo, Japan

Morikazu Kato, Esq., 19 Nishi Machi, Kita Shirakawa, KYOTO. October 6th, 1927.

Dear Sir,

At a Meeting held yesterday I brought before the Society your letter of the 22nd ultimo, applying for permission to reprint Mr. G. M. Fisher's article on "The Life and Teaching of Nakae Toju, the Sage of Omi," which originally appeared in Volume XXXVI, Part I of the Transactions.



# THE LIFE AND TEACHING

OF

NAKAE TŌJU, THE SAGE OF ŌMI

BY

GALEN M. FISHER.

昭和十五年十一月三 昭和十五年 + 月 十日增訂第一刷發行 + Ηi. H ED 刷

藤樹先生全集第五(別

)册

財團法人 藤さ

著作權者

右代表者 西 Ш

伴

樹は

書は 院な

雄 郎

區一ツ橋二丁目三番地

波

茂

御申出下さる事を御願ひ致します。たとへ御讀後でありましても旱速お取替致します。小店出版物中、萬一不完全な品(落丁・亂丁等)がありました節は、御手數乍ら洩れなく

發

行 者

東京

市 神田

ED

刷

者

菊

地

眞

次

郎

發 行 所

岩

東京市神田區一ッ橋二丁目三番地 波

振替口座東京二六二四〇番 電話九段33~一八七·一八八番

店

本製森大

東京市牛込區市谷加賀町一丁目十二番地

刷印本日大









